### 創世記き

#### 第一章

こ。 く、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていく、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていっぱいのに神は天と地とを創造された。 = 地は形なく、むなし

よ」。そのようになった。三地は青草と、種類にしたがって種種類にしたがって種のある実を結ぶ果樹とを地の上にはえさせと名づけ、水の集まった所を海と名づけられた。神は見て、良しとされた。二神はまた言われた、「地は青草と、種をもつ草と、とされた。二神はまた言われた、「地は青草と、種をもつ草と、とされた。一神はまた言われた、「地は青草と、種をもつ草と、とされた。「神はまた言われた、「天の下の水は一つ所に集まり、かわいた地を陸地が現れよ」。そのようになった。「○神はそのかわいた地を陸地が現れよ」。そのようになった。「こ神は青草と、種類にしたがって種類にしたが、神はまた言われた、「天の下の水は一つ所に集まり、かわいた、神はまた言われた、「天の下の水は一つ所に集まり、かわいた、神はまた言われた、「天の下の水は一つ所に集まり、かわいた、神はまた言われた、「天の下の水は一つ所に集まり、かわいた。

の鳥り あなたがたの食物となるであろう。三〇また地のすべての獣、空種のある実を結ぶすべての木とをあなたがたに与える。これはわれた、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、われた、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、 - 神が造ったすべての物を見られたところ、それは、はなはだ良\*\*。 ^< Ų 自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造しまる。 どって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、 三、神はまた言われた、「われわれのかたちに、 のすべての鳥、 かった。夕となり、また朝となった。第六日である。 「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。 また海の魚と、空 ての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。こも神は 男と女とに創造された。こへ神は彼らを祝福して言われた、 食物としてすべての青草を与える」。そのようになった。 = しょくもっ 神は見て、良しとされ 地に動くすべての生き物とを治めよ」。三、神はまた言い 地を這うすべてのもの、すなわち命あるものに かれわれに、地のすべ

#### 第二章

された。神がこの日に、そのすべての創造のわざを終って休ま第七日に休まれた。三神はその第七日を祝福して、これを聖別での作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終ってその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終ってこうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。三神は第七日に「こうして天と地と、その万象とが完成した。」

の全地をめぐるもので、三その地の金は良く、またそこはブドルとなった。二 その第一の名はピソンといい、金のあるハビラつの川がエデンから流れ出て園を潤し、そこから分れて四つのからか 中央に命の木と、善悪を知る木とをはえさせられた。このまた一いのちょうだった。このままではある木とではえさせ、更に園のしく、食べるに良いすべての木を土からはえさせ、更に園のしく、食べるに良いすべての木 た者となった。<主なる神は東のかた、エデンに一つの園を設け人を造り、命の息をそのより。 かみ のがし 人を造り、命の息をその ましゅ い、アッスリヤの東を流れるもの。第四の川はユフラテである。い、クシの全地をめぐるもの。「四第三の川の名はヒデケルといい、クシの全地をめぐるもの。」四第三の川の名はギホンといラクと、しまめのうとを産した。「三第二の川の名はギホンとい \_ <u>∓</u> また野の草もはえていなかった。 主なる神が地と天とを造られた時、五地にはまだ野の木もなく、 四これが天地創造の由来である。 それを取って食べると、きっと死ぬであろう」。 し た、「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろ せ、これを守らせられた。「<主なる神はその人に命じて言われ い。」もしかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。 主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕さいます。 主なる神が地に雨を降らせ

わたしの肉の肉。「これこそ、ついにわたしの骨の骨、ほ

これを女と名づけよう」。
男から取ったものだから、

かしいとは思わなかった。のである。ニョ人とその妻とは、ふたりとも裸であったが、恥ずのである。ニョ人とその妻とは、ふたりとも裸であったが、恥ずのである。ニョ人とその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるこれを女と名づけよう」。

#### 第三章

> た、「あなたはどこにいるのか」。10彼は答えた、「園の中であな園の木の間に身を隠した。ヵ主なる神は人に呼びかけて言われる音を聞いた。そこで、人とその妻とは主なる神の顔を避けて、また。 す」。 女がその木を見ると、それは食べるに良く、目には美し ますが、三ただ園の中央にある木の実については、これを取って 知らせたのか。食べるなと、命じておいた木から、あなたは取っ たのです」。こ神は言われた、「あなたが裸であるの」。 たの歩まれる音を聞き、わたしは裸だったので、恐れて身を隠し べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。セすると、ふ く、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食 はないでしょう。ヸそれを食べると、あなたがたの目が開け、神れました」。ヸへびは女に言った、「あなたがたは決して死ぬこと 食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと、神は言わ に言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されてい 狡猾であった。へびは女に言った、「園にあるどの木からも取っいかっ て食べたのか」。三人は答えた、「わたしと一緒にしてくださった じくの葉をつづり合わせて、腰に巻いた。 たりの目が開け、自分たちの裸であることがわかったので、いちゅうので、 のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるので て食べるなと、ほんとうに神が言われたのですか」。ニー女はへび たあの女が、木から取ってくれたので、わたしは食べたのです を、 だれ

た、す。それでわたしは食べました」。「四主なる神はへびに言われす。それでわたしは食べました」。「四主なる神はへびに言われをしたのです」。女は答えた、「へびがわたしをだましたのでをしたのでする神は女に言われた、「あなたは、なんということ「『そこで主なる神は女に言われた、「あなたは、なんということ

「おまえは、この事を、したので、
すっと
最ものろわれる。
最ものろわれる。
一生、ちりを食べるであろう。
一生、ちりを食べるであろう。
一生、ちりを食べるであろう。
おまえと女とのあいだに、
おおえと女とのあいだに、
おおまえと女とのあいだに、
おおまえとかとのあいだに、
おおまえとかとのあいだに、
おおまえとかとのあいだに、
おおまえのすえとがいる。

「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。」、つぎに女に言われた、おまえは彼のかかとを砕くであろう」。

彼はあなたを治めるであろう」。それでもなお、あなたは夫を慕い、あなたは夫を慕い、あなたは苦しんで子を産む。

、わたしが命じた木から取つて食べたので、更に人に言われた、「あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなき。ひと だい はめなたを治めるであろう」。

地はあなたのためにのろわれ、と、わたしが命じた木から取って食べたので、

#### 第四章

ンは土を耕す者となった。m目がたって、カインは地の産物をた、その弟 アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カイた、その弟 アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カイた、「わたしは主によって、ひとりの人を得た」。m彼女はま「人はその妻エバを知った。彼女はみごもり、カインを産んで「人はその妻エバを知った。からじょ

持ってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのう持ってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのう持ってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけってきて、主に供え物とした。四アベルもまた、その群れのうけっている。

野にいたとき、 へカインは弟 アベルに言った、「さあ、野原へ行こう」。 なたを離れ □○主は言われた、「あなたは何をしたのです。 カインは答えた、「知りません。わたしが弟の番人でしょうか」。 われてこの土 一地を耕しても、 声が土の中からわたしに叫んでいます。 ヵ主はカインに言われた、「弟 アベルは、どこにいますか」。 あなたは地上の放浪者となるでしょう」。 ニ カインは主にを耕しても、土地は、もはやあなたのために実を結びませた。\*\* あなたの手から弟の血を受けたからです。 「わたしの罰は重くて負いきれません。」 わたしを地のおもてから追放されました。 |地を離れなければなりません。この土地が口をあられたしに叫んでいます。|| 今あなたはのろ カインは弟アベルに立ちかかって、これを殺し 地上の放浪者とならねばなりません。 あなたの弟の血 四 わたしはあ あなたは、 あなたが 彼らが

の地に住んだ。 スカインは主の前を去って、エデンの東、ノドをつけられた。 スカインは主の前を去って、エデンの東、ノド者が、だれも彼を打ち殺すことのないように、彼に一つのしるして信の復讐を受けるでしょう」。そして主はカインを殺す者はに言われた、「いや、そうではない。だれでもカインを殺す者はに言われた、「いや、そうではない。だれでもカインを見付ける人はだれでもわたしを殺すでしょう」。 「禹 主はカイン見付ける人はだれでもわたしを殺すでしょう」。「禹 上』

受ける打ち傷のために、わたしは若者を殺す。シスクの妻たちよ、わたしの言葉に耳を傾けよ。レメクの妻たちよ、わたしの言葉に耳を傾けよ。レメクはその妻たちに言った、

レメクのための復讐は七十七倍」。 ニュカインのための復讐が七倍ならば、

#### 第王章

あった。そして彼は死んだ。 カった。そして彼は死んだ。 アダムの系図は次のとおりである。神が人を創造された時、神は彼らを現と女とに創造された。四アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のられた。三アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のられた。三アダムは百三十歳になって、自分にかたどり、自分のかたちのような男の子を生み、その名をセツと名づけた。四アダムがセツを生んで後、生きた年は八百年であって、ほかに男子とムがセツを生んで後、生きた年は合わせて九百三十歳で女子を生んだ。五アダムの生きた年は合わせて九百三十歳で女子を生んだ。五アダムの生きた年は合わせて九百三十歳で女子を生んだ。五アダムの生きた年は合わせて九百三十歳で女子を生んだ。五アダムの生きた年は合わせて九百三十歳で女子を生んだ。五アダムの生きた年は合わせて九百三十歳であった。そして彼は死んだ。

ヵエノスは九十歳になって、カイナンを生んだ。こ○エノスはカわせて九百十二歳であった。そして彼は死んだ。∧セツの年は合んだ後、八百七年生きて、男子と女子を生んだ。∧セツの年は合\*\*セツは百五歳になって、エノスを生んだ。セセツはエノスを生

だ。 だいの年は合わせて九百五歳であった。そして彼は死んっエノスの年は合わせて九百五歳であった。そして彼は死んイナンを生んだ後、八百十五年生きて、男子と女子を生んだ。「

て彼は死んだ。生のないの年は合わせて九百十歳であった。そし生んだ。「四カイナンの年は合わせて九百十歳であった。そしたが、「四カイナンの年は合わせて九百十歳であった。」となり、「四カイナンは七十歳になって、マハラレルを生んだ。」三カイナンは七十歳になって、マハラレルを生んだ。「三カイ

た。 エノクは神とともに歩み、神が彼を取られたので、いなくなっエノクは神とともに歩み、神が彼を取られたので、いなくなっ生んだ。 ニュエノクの年は合わせて三百六十五歳であった。 ニュ生んだ。 ニュエノクは六十五歳になって、メトセラを生んだ。 ニュエノクミエノクは六十五歳になって、メトセラを生んだ。 ニュエノク

んだ。これメトセラの年は合わせて九百六十九歳であった。そセラはレメクを生んだ後、七百八十二年生きて、男子と女子を生ま、メトセラは百八十七歳になって、レメクを生んだ。これメト

して彼は死んだ。

そ、 の」と言って、その名をノアと名づけた。三〇レメクはノアを生っ 三ノアは の年は合わせて七百七十七歳であった。そして彼は死んだ。 レメクは百八十二歳になって、男の子を生み、これ「この子こ 主が地をのろわれたため、 五百九十五年生きて、 五百歳になって、 セム、 男子と女子を生んだ。 三 レメク 骨折り働くわれわれを慰めるも ハム、ヤペテを生んだ。

たちに産ませたものである。彼らは昔の勇士であり、有名ないた。これは神の子たちが人の娘たちのところにはいって、娘いた。これは神の子たちがよりないないところにはいって、娘に十年であろう」。四そのころ、またその後にも、地にネピリムが 人々であった。 にとどまらない。彼は肉にすぎないのだ。しかし、彼の年は百 めとった。『そこで主は言われた、「わたしの霊はながく人の中の子たちは人の娘たちの美しいのを見て、自分の好む者を妻にの子たちは人の娘だちの美しいのを見て、自分の好む者を妻に 

Ų

れ

も。 かし、ノアは主の前に恵みを得た。 わたしは、これらを造ったことを悔いる」と言われた。 人々の 八 中なか U

みこ時に世は神の前に乱れて、暴虐が地に満ちたこ時に世は神の前に乱れて、暴虐がないない。 ときょう ちょう まんがい まんがい かんこう しん こうじん しょう しょう しょう しょう はせん いんしょう しょうしょう 洪水を送って、命の息のある肉なるものを、みな天の下から滅います。 いっちょう はい こま わたしは地の上に二階と三階のある箱舟を造りなさい。 ま わたしは地の上にが、また箱舟の戸口をその横に設けて、一階とビトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、一階とビトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、一階と 物、すべての肉なるものの中から、それぞれ二つずつを箱舟に入りの妻たちと共に箱舟にはいりなさい。 - ヵ またすべてのよきらの妻たちと共に箱舟にはいりなさい。 - ヵ またすべての生きのま ぼし去る。地にあるものは、みな死に絶えるであろう。1~ただ である。すなわち箱舟の長さは三百キュビト、幅は五十キュビ いとすぎの木で箱舟を造り、箱舟の中にへやを設け、アスファルしたから、わたしは彼らを地とともに滅ぼそう。「mあなたは、 は、 を乱したからである。こそこで神はノアに言われた、「わたし 見られると、それは乱れていた。すべての人が地の上でそのは ト、高さは三十キュビトとし、1× 箱舟に屋根を造り、上へ一キュト、65 でそのうちそとを塗りなさい。|mその造り方は次のとおり わたしはあなたと契約を結ぼう。 すべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満た あなたと共にその命を保たせなさい。 暴虐が地に満ちた。 三神が地 あなたは子らと、妻と、子 それらは雄と

ト

雄と雌とが、二つずつノアのもとにきて、神がノアに命じい。

鳥り と、

地に這うすべてのものと

さて洪

妻と、子らの妻たちと共に洪水を避けて箱舟にはいった。っま、これでは、これでは、これでは、これが地に起った時、ノアは六百歳であった。セノアは子にすが、ちゃんだ。

しなさい」。三ノアはすべて神の命じられたようにした。 しなさい」。三ノアはすべて神の命じられたようにしたがい、三また、すべての食物となるものをとって、を保たせなさい。三また、すべての食物となるものをとって、を保たせなさい。三また、すべての食物となるものをとって、のただって、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて、命をなったがって、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて、命をなったがって、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて、命をなったがって、それぞれ二つずつ、あなたの意うものも、その種類にしたがい戦をでなければならない。このすなわち、鳥はその種類にしたがい戦をでなければならない。このすなわち、鳥はその種類にしたがい戦をでなければならない。このすなわち、鳥はその種類にしたがいばいまった。

#### 第七章

五ノアはすべて主が命じられたようにした。

に起った。 たたとうに箱舟にはいった。10こうして七日の後、洪水が地られたように箱舟にはいった。10こうして七日の後、洪水が地

あいだ地上にみなぎった。と、彼と共に箱舟にいたものだけが残った。これとは百五十日のと、彼と共に箱舟にいたものだけが残った。これがは百五十日のも、這うものも、雲の鳥もみな地からぬぐい去られて、ただノアも、

#### 第八章

た。

はとは夕方になって彼のもとに帰ってきた。見ると、そのくちを放ったところ、からすは地の上から水がかわききるまで、あちを放ったところ、からすは地の上から水がかわききるまで、あちらた。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入る。彼は手を伸べて、これを捕え、箱舟の中の彼のもとに引き入れた。10 それから七日待って再びはとを箱舟から放ったが、れはといれた。10 それから七日待って再びはとを箱舟から放ったが、れはといれた。10 それから七日待って再びはとを箱舟から放ったが、ればといれた。10 それから七日待って再びはとを箱舟から放ったが、ればというでは、100 それから七日待って再びはとを箱舟から放ったが、ればというでは、100 それから七日待って再びはとを箱舟から放った。これた。10 それから七日待って再びはとを箱舟から放った。これた。10 それから七日待って再びはとを箱舟から放った。

はや彼のもとには帰ってこなかった。となかった。こさらに七日待ってまた、はとを放ったところ、もを知った。こさらに七日待ってまた、はとを放ったところ、もばしには、オリブの若葉があった。ノアは地から水がひいたのばしには、オリブの岩がは

こ三六百一歳の一月一日になって、地の上の水はかれた。ノアが はごぶね 新舟のおおいを取り除いて見ると、土のおもては、かわいてい 箱舟のおおいを取り除いて見ると、土のおもては、かわいてい なさい。これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように でと、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように では、これらのものが地に群がり、地の上にふえ広がるように しなさい」。これまたすべての獣、すべての這うものとを連れ でなさい。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ でなった。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ でなった。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ でなった。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うもの、すべての 連れて出た。これまたすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これらのものが地に群がり、地の上にかって箱舟を出 と、またすべての獣、すべての追うものとを連れ しなさい」。これらのものが地に群がり、地の上にかえ広がるように しなさい。これらのものが地に群がり、地の上にかるとも では、すべての地の上に動くものは皆、種類にしたがって箱舟を出 と、またすべての場に、またすべての。

#### 第九章

中はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、一神はノアとその子らとを祝福して彼らに言われた、「生めよ、「生からない。」

生き物との間に立てた永遠の契約を思いおこすであろう」。「セル・サーダーをは、たっぱんぱんではませき、わたしはこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆるき、わたしはこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる の間に立てた契約を思いおこすゆえ、水はふたたび、すべて肉なもは、わたしとあなたがた、及びすべて肉なるあらゆる生き物としは、わたしとあなたがた、かず、 「<箱舟から出たノアの子らはセム、ハム、 なるものとの間に、わたしが立てた契約のしるしである」。 そして神はノアに言われた、「これがわたしと地にあるすべて る者を滅ぼす洪水とはならない。 | ^ にじが雲の中に現れるともの ほる こうずい しである。言すなわち、わたしは雲の中に、 「これはわたしと、あなたがた及びあなたがたと共にいるすべて す洪水は、『再び起らないであろう」。三さらに神は言われた、 の生き物との間に代々かぎりなく、わたしが立てる契約のしるい。 もの しゅいき はいき は、もはや洪水によって滅ぼされることはなく、また地を滅ぼ にじを置く。 四わたしが雲を これ わた 肉に

寄って、父の裸をおおい、顔をそむけて父の裸を見なかった。ニャー・キャーはだか み てんまく なか はだか み とと とって、 ここ さら はだか み でき はだか み でき はだか み でき はだか み でき なか はだい るふたりの兄 弟に告げた。 ニーの父ハムは父の裸を見て、外にいるふたりの兄 弟に告げた。 ニーがどう酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。 ニニカナンぶどう酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。 ニーカナンジング・ファは農夫となり、ぶどう畑をつくり始めたが、三 彼はこっさてノアは農夫となり、ぶどう畑をつくり始めたが、三 彼は

き、ニョ 彼は言った、罒やがてノアは酔いがさめて、末の子が彼にした事を知ったと

でです。 その兄 弟たちに仕える」。 できょうだい ではしもべのしもべとなって、 かれ かれまったい であった。

セムの天幕に彼を住まわせられるように。 こも神はヤペテを大いならしめ、カナンはそのしもべとなれ。 「セムの神、主はほむべきかな、ニュ また言った、

わせて九百五十歳であった。そして彼は死んだ。 スノアは洪水の後、なお三百五十年生きた。 ニュノアの年は合カナンはそのしもべとなれ」。

### 第一〇章

いの地の国民が分れて、おのおのその土地におり、その言語にしいの地の国民が分れて、おのおのその土地におり、その言語にしいの後、彼らに子が生れた。ニヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マの後、彼らに子が生れた。ニヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マの後、彼らに子が生れた。ニヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マッチがはいての子では、ハム、ヤペテの系図はがのとおりである。洪水ニノアの子セム、ハム、ヤペテの系図はがずっぎょうでいる。

土地と、その国々にいた。 またヘテが出た。 また をの上来がと、アモリびと、ギルガシびと、ロニびと、「ヘアルワデびと、ゼマリびと、ハマテびルキびと、セニびと、「ヘアルワデびと、ゼマリびと、ハマテびとが出た。後になってカナンびとの氏族がひろがった。」 カとが出た。後になってカナンびとの氏族がひろがった。」 カとが出た。後になってカナンびとの民族がひろがった。」 カとが出た。その世界であって、その氏族とその言語とにしたがって、その他エブスびと、アモリびと、ギルガシびと、「モヒビびと、アの他エブスびと、アモリびと、ギルガシびと、「モヒビびと、アカナンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。」 え そしま カナンからその長子シドンが出て、またヘテが出た。 1 へ その と し また いっぱい は に いっぱい は いっぱい はい はい はい はい はいま

た。そのひとりの名をペレグといった。これは彼の代に地の民シラ、シラの子はエベルである。エπエベルにふたりの子が生れはウヅ、ホル、ゲテル、マシであった。エロアルパクサデの子は 三 これらはセムの子孫であって、その氏族とその言語とにした シュル、アルパクサデ、ルデ、アラムであった。 三 アラムの子孫 がって、その土地と、その国々にいた。 た。 IIO 彼らが住んだ所はメシャから東の山地セパルに及んだ。 ラム、ウザル、デクラ、<br />
「<br />
オバル、アビマエル、シバ、<br />
「<br />
ホオフ が分れたからである。その弟の名をヨクタンといった。=< ヨ であって、 クタンにアルモダデ、シャレフ、ハザルマウテ、エラ、エセハド ハビラ、ヨバブが生れた。これらは皆ヨクタンの子であっ ヤペテの兄であった。三セムの子が 孫はエラム、

に住んでいたが、洪水の後、これらから地上の諸国民が分れたのほここれらはノアの子らの氏族であって、血統にしたがって国々している。

全<sup>ぜん</sup>地ち れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得た。四彼があれ れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代り

<u>一</u>八

はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからでので、彼らは町を建てるのをやめた。ヵこれによってその町の名う」。<こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたう」。< ある。 何事もとどめ得ないであろう。せさあ、われわれは下って行っすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはやすでにこの事をしはじめた。 を見て、<言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはを免れよう」。 乗時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを挽れまう」。 乗り しゅ くぎ だ。 クサデはシラを生んで後、四百三年生きて、男子と女子を生んこ。アルパクサデは三十五歳になってシラを生んだ。こアルパ を生んで後、五百年生きて、男子と女子を生んだ。の二年の後にアルパクサデを生んだ。こ セムはアルパクサデ このセムの系図は次のとおりである。セムは百歳になって洪水 せよう。そしてわれわれは名を上げて、 て、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通じないようにしよ すでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、 らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届 主はそこから彼らを全地のおもてに散らされた。 全地のおもてに散るの

生んで後、四百三年生きて、男子と女子を生んだ。」四シラは三十歳になってエベルを生んだ。」五シラは 「エベルは三十四歳になってペレグを生んだ。」モエ レグを生んで後、四百三十年生きて、 ペレグは三十歳になってリウを生んだ。 男子と女子を生んだ。 — 九 ペレグはリウを ベル エ ベ は ル を

=0 リウは三十二歳になってセルグを生んだ。 = リウはセルグ生んで後、二百九年生きて、男子と女子を生んだ。

これ、テラは七十歳になってアブラム、ナホルおよびハランを生んに、 テカルを生んで後、 三十九年生きて、 男子と女子を生んだ。 ニュナホルはニー九歳になってテラを生んだ。ニュナホルはテラルを生んで後、 二百年生きて、 男子と女子を生んだ。ニュナホルはテラを生んで後、 二百七年生きて、 男子と女子を生んだ。ニュセルグはナホを生んで後、 二百七年生きて、 男子と女子を生んだ。

して、子がなかった。 して、子がなかった。 して、子がなかった。 して、子がなかった。 して、子がなかった。 にさきだって、その生れた地、カルデヤのウルで死んだ。 にもいった。 にもい。 にもい。

ラの年は二百五歳であった。テラはハランで死んだ。リニテカルデヤのウルを出たが、ハランに着いてそこに住んだ。リニテブラムの妻である嫁サライとを連れて、カナンの地へ行こうとミニテラはその子アブラムと、ハランの子である様コトと、子ア

#### 第一二章

このなたを祝福する者をわたしは祝福し、 この家を離れ、わたしが示す地に行きなさい。こわたしはあれ、父の家を離れ、わたしが示す地に行きなさい。こわたしはあれ、父の家を離れ、わたしが示す地に行きなさい。こわたしはあった。 しょくぶく しょう あなたは祝福の基となるであろう。

きなたをのろう者をわたしはのろう。

地のすべてのやからは、

あなたによって祝福される」。

四アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共に四アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共に行った。アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共にのテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地にいた。も時に主はアブラムはその地を通ってシケムの所、モレのテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地にいた。も時に主はアブラムはその地を通ってシケムの所、モレのテレビンの木のもとに着いた。そのころカナンびとがその地にいた。も時に主はアブラムはその地を通ってシケムの所、モレの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムは彼に現れた主のたの子孫にこの地を与えます」。アブラムはないで立った。ロトも彼と共にかって天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。をあって天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。こに彼は主のために祭壇を築いて、主の名を呼んだ。カアブラムはなお進んでネゲブに移った。

、ます。

連れて行ってください」。この

彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去られて行ってください」。 10 パロは彼の事についてれて行ってください」。 10 パロは彼の事について

さあ、

あなたの妻はここに

わたしは

でほめたので、女はパロの家に召し入れられた。「木パロは彼女い人であるとし、「禹またパロの高官たちも彼女を見てパロの前でとはいった時エジプトびとはこの女を見て、たいそう美しプトにはいった時 パロとその家に下された。「<パロはアブラムを召し寄せて」もところで主はアブラムの妻サライのゆえに、激しい疫病を さい。そうすればわたしはあなたのおかげで無事であり、 これは彼の妻であると言ってわたしを殺し、 しの命はあなたによって助かるでしょう」。 『アブラムがエジ き、彼は妻サライに言った、「わたしはあなたが美しい女である。。。 らである。 -- エジプトにはいろうとして、 寄留しようと、 0 おくでしょう。 |= どうかあなたは、 のを知っています。三それでエジプトびとがあなたを見る時、 さて、 そこに下った。ききんがその地に激しかっ 地にききんがあったのでアブラムはエ わたしの妹だと言ってくだ そこに近づいたと あなたを生かして ジプトに わた

せた。

## 第

アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てずる。

い ひつじっし てんまく も 所に行き、その所でアブラムは主の名を呼んだ。 天幕を張った所に行った。四すなわち彼が初めに築いた祭壇ではます。 またの いっぱい ベテルとアイの間の、さきら旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の、さきら旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の、さき、ニアブラムは家畜と金銀に非常に富んでいた。三彼はネゲブ・ニアブラムはからく まんぎん じょう 間にも争いがないようにしましょう。ヵ全地はあなたの感だ。 あらそ <アブラムはロトに言った、「わたしたちは身内の者です。 ろカナンびととペリジびとがその地に住んでいた。牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に争いがあっ ブに上った。ロトも彼と共に上った。 しは左に行きましょう」。10ロトが目を上 が左に行けばわたしは右に行きます。 るではありませんか。 かったため、共に住めなかったのである。セアブラムの をささえて共に住ませることができなかった。 に行ったロトも羊、牛および天幕を持っていた。 をあまねく見わたすと、 しとあなたの間にも、 わたしの牧者たちとあなたの牧者たちの どうかわたしと別れてください。 主がソドムとゴモラを滅ぼされる。 あなたが右に行けばわた 一げてヨルダンの低い 彼らの財産が多。たその地は彼ら ェアブラムと共 彼はネゲブか 前に、 家畜 あなた そのこ わた あ  $\mathcal{O}$ 

言った、「あなたはわたしになんという事をしたのですか。パロとその家に下された。「ハパロはアフラムを召しき

なぜ

彼女が妻であるのをわたしに告げなかったのですか。「ホあなポ゚゚゚

彼女はわたしの妹ですと言ったのですか。

彼女を妻にしようとしていました。タ。ロッピ゚ーッル。 彼女はわたしの妹ですとたはなぜ、彼女はわたしの妹ですと

く、主に対して、はなはだしい罪びとであった。いった。たいのではなはだしい罪びとであった。町々に住み、天幕をソドムに移した。これ、これに非なまち、す 立<sup>た</sup>つて、 に別れた。三アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地のの低地をことごとく選びとって東に移った。こうして彼らは互の低地をことごとく選びとって東に移った。こうして彼らは互 に多くします。もし人が地のちりを数えることができるなら、 あなたの子孫も数えられることができましょう。「tあなたは 子孫に与えます。 1< わたしはあなたの子孫を地のちりのよう∪キーム \_ タメ I あすべてあなたが見わたす地は、永久にあなたとあなたの。 ポープ すべてあなたが み をあげてあなたのいる所から北、南、東、西を見わたしなさい。 うに、すみずみまでよく潤っていた。ニーそこでロトは あったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの 四 ロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムに言われた、「目 その地をたてよこに行き巡りなさい。 天幕をソドムに移した。ことソドムの人々はわる わたしはそれを ヨルダン 地のよ

ム

#### 第 四

ダラオメルおよびゴイムの王テダルの世に、これらの王はソーシナルの王アムラペル、エラサルの王アリオク、エラムの王ケ Ĺ の王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シナブ、ゼボイ の王アムラペル、エラサルの王アリオク、エラム 王がケ

> ち、 王に対する五人の王であった。このシデムの谷にはアスファルます。たれ、シナルの王アムラペル、エラサルの王アリオクの四人のの降るしょう。このよう。 仕えたが、十三年目にそむいたので、ヵ十四年目にケダラオメルにかって行った。四すなわち彼らは十二年の間 ケダラオメルにしかって行った。四すなわち彼らは十二年の間 ケダラオメルにこれら五人の王はみな同盟してシデムの谷、すなわち塩の海にこれら五人の 去った。 に落ちたが、残りの者は山にのがれた。こ そこで彼らはソドムトの穴が多かったので、ソドムの王とゴモラの王は逃げてそこ ラすなわちゾアルの王は出てシデムの谷で彼らに向かい、戦いでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、ゼボイムの王およびベ ドムに住んでいたアブラムの弟の子ロトとその財産を奪って とゴモラの財産と食 の陣をしいた。ヵすなわちエラムの王ケダラオメル、ゴイムの王 テすなわちカデシへ行って、アマレクびとの国をことごとく撃 にあるエル・パランに及んだ。
>
> た被らは引き返してエン・ミシパ びとを撃ち、ネセイルの山地でホリびとを撃って、荒野のほとり パイムびとを、ハムでズジびとを、シャベ・キリアタイムでエミ は彼と連合した王たちと共にきて、アシタロテ・カルナイムでレー・ポールとう の 王<sup>ぉ</sup>ぅ またハザゾン・タマルに住むアモリびとをも撃った。^そこ |セメベル、およびベラすなわちゾアルの王と戦った。 料とをことごとく奪って去り、言またソ

三時に、 げた。 この時アブラムはエシコルの兄弟、またアネルの兄 ひとりの人がのがれてきて、ヘブルびとアブラムに告

いと高き神があがめられるように」。
この願わくはあなたの敵をあなたの手に渡されたアブラムを祝福されるように。
「願わくは天がないと高き神が、

にも受けません。アブラムを富ませたのはわたしだと、あなた三 かたしは糸一本でも、くつひも一本でも、あなたのものは何て、地の主なるいと高き神、主に手をあげて、わたしは誓います。 あなたが取りなさい」。 ニーアブラムはソドムの王に言った、あなたが取りなさい」。 ニーアブラムはソドムの王に言った、アブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべての物の十分の一を贈った。 ニー時にソドアブラムは彼にすべている。

レとにはその分を取らせなさい」。です。そしてわたしと共に行った人々アネルとエシコルとマムが言わないように。Im ただし若書たちがすでに食べた物は別が

## 第一五章

ニアブラムは言った、「主なる神よ、 ません。あなたの身から出る者があとつぎとなるべきです」。ヵが彼に臨んだ、「この者はあなたのあとつぎとなるべきではありが 生れたしもべが、あとつぎとなるでしょう」。四この時、主の言葉 「あなたの子孫はあのようになるでしょう」。☆アブラムは主を そして主は彼を外に連れ出して言われた、「天を仰いで、星を数 言った、「あなたはわたしに子を賜わらないので、わたしの家に わたしに何をくださろうとするのですか」。ョアブラムはまた しの家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、 これらの事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ、 信じた。主はこれを彼の義と認められた。 えることができるなら、数えてみなさい」。また彼に言われた、 「アブラムよ恐れてはならな あなたの受ける報いは、 はなはだ大きいであろう」。 わたしはあなたの盾である。 わたしには子がなく、 あなたは わた

た。ただし、鳥は裂かなかった。 ニ 荒い鳥が死体の上に降れてきて、二つに裂き、裂いたものを互に向かい合わせて置いなとをわたしの所に連れてきなさい」。10彼はこれらをみな連 りるとき、アブラムはこれを追い払った。 どうして知ることができますか」。ヵ主は彼に言われた、「三歳のどうして知ることができますか」。ヵ主は彼に言われた、「三歳の 主です」。<彼は言った、「主なる神よ、わたしがこれを継ぐのを」。 これを継がせようと、あなたをカルデヤのウルから導き出した 雌牛と、三歳の雌やぎと、三歳の雄羊と、山ばとと、家ばとのひゅうし また主は彼に言われた、「わたしはこの地をあなたに与えて、

た、「あなたはよく心にとめておきなさい。あなたの子孫は他のた、「あなたはよく心にとめておきなさい。あなたの子孫はたかるしい暗やみが彼に臨んだ。」『時に主はアブラムに言われ して高齢に達して葬られるでしょう。「<四代目になって彼らいます。」をあるでしょう。「mあなたは安らかに先祖のもとに行きます。そ 国民をさばきます。その後かれらは多くの財産を携えて出て来いるみんの間、悩ますでしょう。「四しかし、わたしは彼らが仕えたその。」と、「答案」である。「四しかし、わたしは彼らが仕えたその」。 国に旅びととなって、その人々に仕え、その人々は彼らを四百年から、たった。 三日の入るころ、アブラムが深い眠りにおそわれた時、大きない。 はここに帰って来るでしょう。アモリびとの悪がまだ満ちない。

出るたいまつが、裂いたものの間を通り過ぎた。「^その日、主で せやがて日は入り、暗やみになった時、 はアブラムと契約を結んで言われた、 煙の立つかまど、炎の

> エジプトの川から、かの大川ユフラテまで。 わたしはこの地をあなたの子孫に与える。

— 九 ガシびと、エブスびとの地を与える」。 ペリジびと、レパイムびと、三 アモリびと、カナンびと、ギル すなわちケニびと、ケニジびと、カドモニびと、、10 ヘテびと、

## 第

自分のはらんだのを見て、女主人を見下げるようになった。mm彼はハガルの所にはいり、ハガルは子をはらんだ。彼女はの。 に、彼女は自分のはらんだのを見て、わたしを見下さげます。どの責任です。 わたしのつかえめをあなたのふところに与えたのせぎょく そこでサライはアブラムに言った、「わたしが受けた害はあなた えた。これはアブラムがカナンの地に十年住んだ後であった。 えめエジプトの女ハガルをとって、 夫アブラムに妻として与 サライの言葉を聞きいれた。ミアブラムの妻サライはそのつか によってわたしは子をもつことになるでしょう」。アブラムは かえめがあった。エジプトの女で名をハガルといった。ニサラ - アブラムの妻サライは子を産まなかった。彼女にひとりのつ ん。どうぞ、わたしのつかえめの所におはいりください。彼女 イはアブラムに言った、「主はわたしに子をお授けになりませ 主があなたとわたしの間をおさばきになるように」。^ ア

彼女に言った、「わたしは大いにあなたの子孫を増して、数えきがらじょ いった、その手に身を任せなさい」。10 主の使はまたのもとに帰って、その手に身を任せなさい」。10 ショっかい げているのです」。ヵ主の使は彼女に言った、「あなたは女主人すか」。彼女は言った、「わたしは女主人サライの顔を避けて逃すか」。 ななにはいいのですか、またどこへ行くのでハガルよ、あなたはどこからきたのですか、またどこへ行くので 泉のほとりで、彼女に会い、<そして言った、「サライのつかえめ」があ のか」と言ったことによる。「四それでその井戸は「ベエル・ラ彼女が「ここでも、わたしを見ていられるかたのうしろを拝めた。 の兄弟に敵して住むでしょう」。 ニそこで、ハガルは自分に語すべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべて を聞かれたのです。三彼は野ろばのような人となり、その手はしょう。名をイシマエルと名づけなさい。主があなたの苦しみ た、「あなたは、みごもっています。あなたは男の子を産むでれないほどに多くしましょう」。ニ 主の使はまた彼女に言っ t主の使は荒野にある泉のほとり、すなわちシュルの道にあるい。 かい あらの ライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの顔を避けて逃げた。 I m ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが られた主の名を呼んで、「あなたはエル・ロイです」と言った。 ちにある。 ブラムはサライに言った、「あなたのつかえめはあなたの手のう 産んだ子の名をイシマエルと名づけた。 ハイ・ロイ」と呼ばれた。これはカデシとベレデの間にある。 あなたの好きなように彼女にしなさい」。そしてサ - ^ ハガルがイシマエ

ルをアブラムに産んだ時、アブラムは八十六歳であった。

## 第一七章

ら起そう。また、王たちもあなたから出るであろう。ょわたしは、わたしはあなたに多くの子孫を得させ、国々の民をあなたか アブラムの九十九歳の時、 父とするからである。わたしはあなたを多くの国民のわたしはあなたを多くの国民の = わたしはあなたと契約を結 五 四「わたしはあなたと契約を結ぶ。 大いにあなたの子孫を増すであろう」。 あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。 あなたは多くの国民の父となるであろう。 あなたはわたしの前に歩み、 わたしは全能の神である。 あなたの名は、もはやアブラムとは言われば 主はアブラムに現れて言われた、 全き者<sup>もの</sup> であ

なたと後の子孫との神となるであろう。ハわたしはあなたと後のおれた及び後の代々の子孫と契約を立てて、永遠の契約とし、ああなた及び後の代々の子孫と契約を立て、永遠の契約とし、あ

を永久の所有として与える。そしてわたしは彼らの神となる。メヒッッッ゚ レメールッ゚ ゚゚ッ゚゚ ゚゚ッ゚゚ でいるこの地、すなわちカナンの全地の子孫とにあなたの宿っているこの地、すなわちカナンの全地

要がを破るゆえ、その人は民のうちから所ともらごう・・・ はいかく まま かっぱん ない男子、すなわち前の皮を切らない者はわたしていれるのりない男子、すなわち前の皮を切らない者はわたしの身にあって永遠の 契約となるであろう。 はあなたがたの身にあって永遠へ けいかくしてれたしの契 者も必ず割礼を受けなければならない。こうしてわたしの契約ものかならから、このあなたの家に生れた者も、あなたが銀で買い取ったらない。ここあなたの家に生れた者も、あなたが銀で買い取ったなたの子孫でない者も、生れて八日目に割礼を受けなければななたの」では、 を受けなければならない。それがわたしとあなたがたとの間のたがたの守るべきものである。| あなたがたは前の皮に割礼がなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、あなあなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、あな 代々わたしの契約を守らなければならない。 きている。 こうかのじょ しきくさく 彼女を祝福し、また彼女によって、かのじょ しゅくさく 契約のしるしとなるであろう。こあなたがたのうちの男子は |〇男子はみな割礼をうけなければならない。これはわたしと ヵ神はまたアブラハムに言われた、「あなたと後の子孫 ダダ ローデム ブラハムはひれ伏して笑い、 授けよう。 や名をサライといわず、名をサラと言いなさい。トヘ わたしは あなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、

のなったがある。

のであって、

のなったがある。

のなったがあった。 であろう」。 子: 彼女から、 が生れよう。 わたし もろもろの民の王たちが出るであろう」。 は彼女を祝福し、 サラはまた九十歳にもなって、 心の中で言った、「百歳の者にどう 彼女を国々の民の母としよがのじょ くにくと たみ はまかのとりの男の子をあなたにひとりの男の子を あなたがたのうち どうして産っ がとは共に ーセア 、もは 四四 Ŏ

> 前の皮に割礼を施した。ニュアブラハスがような、かられいです。 ちゃうかん ほどう わちアブラハムの家の人々のうち、すべての男子を連れてきて、わちアブラハムの家の人々のうち、すべての男子を連れてきて、ルと、すべて家に生れた者およびすべて銀で買い取った者、すなルと、すべて家に生れた者およびすべて銀で買い取った者、すなルと、すべて家に生れた者およびすべて銀で買い取ったまで、 ブラハムは神が自分に言われたように、この日その子イシマエ 三神はアブラハムと語り終え、彼を離れて、の クと、 う。三 しかしわたしは来年の今ごろサラがあなたに産むイ てて、 神は言われた、「いや、 で異邦人から買い取った者も皆、彼と共に割礼を受けた。いほうじん かっぱい まんその家の人々は家に生れた者も、ルは割礼を受けた。これまたその家の人々は家に生れた者も、かられい かられい うかイシマエルがあなたの前に生きながらえますように」。」れ の君たちを生むであろう。 でしょう。名をイサクと名づけなさい。 むことができようか」。 後の子孫のために永遠の契約としよう。 わたしの契約を立てるであろう」。 、と名づけなさい。わたしは彼と契約を立ななたの妻サラはあなたに男の子を産む - <そしてアブラハムは神に言った、 わたしは彼を大いなる国民としよ IO またイシマエ ぼられた。 量ア

た、「来年の春、

わたしはかならずあなたの所に帰ってきましょ

## 第一八章

- 主はマムレのテレビンの木のかたわらでアブラハムに敷れられた。それは昼の暑いころで、彼は天幕の入口にすわっていたが、ニ目を上げて見ると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめて、三言った、「わが主よ、もしわたしがあなたの前に恵みを得ているなら、どうぞしもべを通り過ごさないでください。四水をすこし取ってこさせますから、あなたがたは足を洗って、この木の下でお休みください。五わたしは一口のパンを取ってきます。元気をつけて、それからお出かけください。せつかくしもべの所においでになったのですから」。彼らは言った、「お言葉どおりにしてください」。木そこでアブラハムはやでおき、そしてアブラハムはやの前に走って行き、柔らかな良い子牛を取って若者に渡したので、急いで調理したものを取って、彼らの前に供え、木の下で彼らのかたわらに立って給仕し、彼らは食事した。からはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたらはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたらはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられためらはアブラハムに言った、「あなたの妻サラはどこにおられたのような。彼は言った、「あなたの妻サラはどこにおられたのような。彼は言った、「天幕の中です」。10 そのひとりが言っますか」。彼は言った、「あなたの妻サラはどこにおられたのです」。10 そのひとりが言っますか」。彼は言った、「天幕の中です」。10 そのひとりが言っますか」。彼は言った、「天幕の中です」。10 そのひとりが言っますか」。彼は言った、「天幕の中です」。10 そのひとりが言っますか」。

う」。「ヨサラは恐れたので、これを打ち消して言った、「わたしう」。「ヨサラは恐れたので、これを打ち消して言った、「わたしよ帰ってきます。そのときサラには男の子が生れているでしょありましょうか。来年の春、定めの時に、わたしはあなたの所にありましょうか。 来年の春、定めの時に、わたしはあなたの所にきようかと言って笑ったのか。「四主にとって不可能なことがきようかと言って笑ったのか。「四主にとって不可能なことが 行わせるために彼を知ったのである。これは主がかつてアブラッシャ が後の子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公道とをのちょう。 - ^ アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地のすべての民 ハムは彼らを見送って共に行った。こも時に主は言われた、「わったその人々はそこを立ってソドムの方に向かったので、アブラ ブラハムとサラとは年がすすみ、老人となり、サラは女の月のも う。 は非常に重いので、三わたしはいま下って、わたしはまた言われた、「ソドムとゴモラの叫びは大きく、 ハムについて言った事を彼の上に臨ませるためである」。 がみな、彼によって祝福を受けるのではないか。「れわたしは彼れ たしのしようとする事をアブラハムに隠してよいであろうか。 ぜサラは、わたしは老人であるのに、どうして子を産むことがで のが、すでに止まっていた。三それでサラは心の中で笑って う」。サラはうしろの方の天幕の入口で聞いていた。こ さてア は笑いません」。主は言われた、「いや、あなたは笑いました」。 その時、 あなたの妻サラには男の子が 生訓 わたしに届 れ てい 、またその罪。 ある」。 この主ゅ . る でしょ

れを知ろう」。 びのとおりに、すべて彼らがおこなっているかどうかを見て、そ

こことに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたもしそこに三十人いたら」。主は言われた、「もしそこに四十五人の正しい者のために、これをしないであろう」。三、アブラハムは近寄った、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。た、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。上、が、アースのために、これをしないであろう」。三、アブラハムは近寄った、「わが主よ、どうかお怒りにならぬよう。わたしは申します。「もしそこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら、滅ぼさないであろう」。三、アブラハムは手でかたら、滅ぼさないであろう」。三、アブラハムは手でかたら、滅ぼさないであろう」。三、アブラハムはまた重ねて主につた、「もしそこに四十人いたら」。主は言われた、「もしてことも、あいたら、滅ぼさないであろう」。三、アブラハムはまた重ねて主につた、「もしそこに四十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら、滅ぼさないであろう」。三、アブラハムはまた重ねて主につた、「もしそこに四十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら、対が主に四十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら、対がしために町上が、からがしためにであるう」。三、アブラハムはまた重ねて主につた、「もしそこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたもしそこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたもしそこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたもしるこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたもしるこに三十人いたら」。主は言われた、「そこに三十人いたりにはいまいまがよりにならぬように対していた。」

の、これをしないであろう」。三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 三 アブラハムと語り終り、去って行かれた。アブラカ」。 三 アブラハムは言った、「わが主よ、どうかお怒りにならう」。 三 アブラハムは言った、「わが主よ、どうかお怒りにならう」。 これをしないまー度申します。もしそこに二十人いたら」。 たしはあえてわが主に申します。もしそこに二十人いたら」。 これをしないであろう」。 三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないであろう」。 三 アブラハムは言った、「いまわら、これをしないである。」

# 第一九章

知るであろう」。スロトは入りぐらにおる彼らの所に出て行き、うし知るであろう」。スロトは入りないたりあります。わたしはこれをあなたがたに、さし出しますから、好きなようにしてください。 ただ、わたしの屋根の下にはいったこの人うにしてください。 ただ、わたしの屋根の下にはいったこの人うにしてください。 ただ、わたしの屋根の下にはいったこの人うにしてください。 ただ、わたしの屋根の下にはいったこの人うにしてください。 ただ、わたしの屋根の下にはいったこの人うには、何もしないでください」。 れ彼らは言った、「退け」。 また言った、「この男は渡ってきたよそ者であるのに、いつも、さばきびとになろうとする。 それで、われわれは彼らに加えるよりも、おまえに多くの害を加えよう」。 彼らはロトの身に激しくます。 かまるに多くの害を加えよう」。 彼らはロトの身に激しくます。 また はの で、 で の で の 大りにおる人々を、 老 若の別なく打って目をくらましたのの入口におる人々を、 老 若の別なく打って目をくらましたので、 彼らは入口を捜すのに疲れた。

取って連れ出し、町の外に置いた。」も彼らを外に連れ出した時といって、かのふたりは彼の手と、その妻の手と、ふたりの娘の手をう」。 1 木 彼はためらっていたが、主は彼にあわれみを確という。 1 木 彼はためらっていたが、主は彼にあわれみを確とい た。ニュロトがゾアルに着いた時、日は地の上にのぼった。とができません」。これによって、その町の名はゾアルと呼ばれとがでさい。あなたがそこに着くまでは、わたしは何事もするこれなさい。 - み使は彼に言った、「わたしはこの事でもあなたの願いをいれ \_ ∄ て、 どうかわたしをそこにのがれさせてください。それは小さいで 町をごらんなさい。 ません。 災が身に追い迫ってわたしは死ぬでしょう。 10 あの みを施されました。しかしわたしは山まではのがれる事ができ を得ました。あなたはわたしの命を救って、大いなるいつくし うさせないでください。」れしもべはすでにあなたの前に恵み まってはならない。如にのがれなさい。そうしなければ、 ろをふりかえって見てはならない。 低地にはどこにも立ち止 そのひとりは言った、「のがれて、自分の命を救いなさい。うし なければ、あなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょ こにいるあなたの妻とふたりの娘とを連れ出しなさい。 はありませんか。そうすればわたしの命は助かるでしょう」。こ たは滅びます」。「<ロトは彼らに言った、「わが主よ、どうか、そ 夜が明けて、み使たちはロトを促して言った。 あなたの言うその町は滅ぼしません。三急いでそこへの 逃げていくのに近く、また小さい町です。 「立って、こ

この主は硫黄と火とを主の所さなわち天からソドムとゴモラの主の主は硫黄と火とを主の所さなわち天からソドムとゴモラのは、その地の性、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の性地の町々をこぼたれた時、すなわち口トの住て、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の煙が、かまどの煙のように立ちのぼっていた。と、その地の中から口下を救い出された。

画の口トはゾアルを出て上り、ふたりの娘と共に山に住んだ。ゾーに住むのを恐れたからである。彼はふたりの娘と共に、ほう穴の中に住んだ。三一時に姉が妹に言った、「わたしたちの父ら穴の中に住むのを恐れたからである。彼はふたりの娘と共に、ほこれって子を残しましょう」。三一彼女たちはその夜、父に酒を飲ませ、姉がはいって父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起き飲ませ、姉がはいって父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起きかませ、姉がはいって父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起きかませ、姉がはいって父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起きかませ、歩がはいって父と共に寝た。ロトは娘が寝たのも、起きましょう。そしてあなたがはいって共に寝なさい。わたしたちのが、父と寝ました。わたしたちは今夜もまた父に酒を飲ませ、歩がはいって子を残しましょう」。三面彼らはその夜もまた父に酒を飲ませ、歩いばいまではない。つたいはいって大きに寝なさい。わたしたちのがいるという。そしてあなたがはいって共に寝なさい。わたしたちのがは父によって子を残しましょう」。三面彼らはその夜もまた父に酒を飲ませ、歩いばいってがはない。

## 第二〇章

前にあります。した。「五そして し集めて、これらの事をみな語り聞かせたので、人々は非常に恐いる。 び男女の奴隷を取ってアブラハムに与え、その妻サラを彼に返れている。とれいいと、 は言った、「この所には神を恐れるということが、まったくないなたはなんと思って、この事をしたのですか」。 ニ アブラハム な罪を負わせるのですか。あなたはしてはならぬことをわたしんな罪を犯したために、あなたはわたしとわたしの国とに、大きたはわれわれに何をするのですか。あなたに対してわたしがど 恵みであると言いました」。「『そこでアビメレクは羊、牛およ\*\* 時、わたしは彼女に、あなたはわたしたちの行くさきざきでわたい。 す。こまた彼女はほんとうにわたしの妹なのです。 れた。ヵそしてアビメレクはアブラハムを召して言った、「あな なたも身内の者もみな必ず死ぬと知らなければなりません」。 しを兄であると言ってください。これはあなたがわたしに施す にしたのです」。 10 アビメレクはまたアブラハムに言った、「あ ために祈って、命を保たせるでしょう。もし返さないなら、 |mそしてアビメレクは言った、「わたしの地はあなたの わたしの妻のゆえに人々がわたしを殺すと思ったからで いま彼の妻を返しなさい。彼は預言者ですから、あなたのかれ、のま、かえ あなたの好きな所に住みなさい」。「^またサラ わたしの あ

ゆえに、アビメレクの家のすべての者の胎を、かたく閉ざされたいまった、「わたしはあなたの兄に銀千シケルを与えました。これはあなたの身に起ったすべての人にあなたは正しいと認めらするものです。こうしてすべての人にあなたは正しいと認めらするものです。こうしてすべての人にあなたは正しいと認めらするものです。こうしためたちをいやされたので、彼らは子を産れます」。「セそこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクない。」にいて、あなたに償いをおようになった。「わたしはあなたの兄に銀千シケルを与えました。こに言った、「わたしはあなたの兄に銀千シケルを与えました。こ

## 第二一章

からである。

らです。 出してください。このはしための子はわたしの子イサクと共を見て、「2アブラハムに言った、「このはしためとその子を追い女外ハガルのアブラハムに産んだ子が、自分の子イサクと遊ぶのかない。 心配することはない。サラがあなたに言うことはすべて聞きれた、「あのわらべのため、またあなたのはしためのた バの荒野にさまよった。 にアブラハムは盛んなふるまいを設けた。ヵサラはエジ に、世継となるべき者ではありません」。ここの事で、 れなさい。 ムはその子のために非常に心配した。 三 神はアブラハムに言い、世継となるべき者ではありません」。 二 この事で、アブラハ 起きて、パンと水の皮 袋とを取り、ハガルに与えて、肩\*\*\*。 □ そこでアブラハムは明くる朝一つの国民とします」。 □ そこでアブラハムは明くる朝== しかし、はしための子もあなたの子ですから、これ おさなごは育って乳離 イサクに生れる者が、あなたの子孫と唱えられるか またあなたのはしためのために れ した。 イサク ハガルに与えて、 が 乳が れ プト U きい た 日º  $\dot{o}$ 

にいるわらべの声を聞かれた。「<立って行き、わらべを取り上き、」<「わたしはこの子の死ぬのを見るに忍びない」と言って、き、」<「わたしはこの子の死ぬのを見るに忍びない」と言って、き、」<「わたしはこの子の死ぬのを見るに忍びない」と言って、き、」<「わたしはこの子の死ぬのを見るに忍びない」と言って、き、」と「いずルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神はあそこと、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神のじょとの「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神のじょとの「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神のじょとが、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神のじょとがいるわらべの声を聞かれた。「<立って行き、わらべを取り上き、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神のじょとがいるわらべの声を聞かれた。「<立って行き、わらべを取り上さ、「ハガルよ、どうしたのか。こ~立って行き、わらべを取り上し、「ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。

寄留の地とに、しなければなりません」。このアブラハムは言いなたに親切にしたように、あなたもわたしと、このあなた る。 に 彼は荒野に住んで弓を射る者となった。三 彼はパランのに飲ませた。三 神はわらべと共にいまし、わらべは成 長-た、 も欺かないと、神をさしてわたしに誓ってください。 言った、「あなたが何事をなさっても、 ここそのころアビメレクとその軍勢の長。ピコルはアブラハ 住んだ。 三それゆえ、今ここでわたしをも、 「わたしは誓います」。 母は彼のためにエジプトの国から妻を迎えた。 神はあなたと共におられ わたしの子をも、 わたし、 ムに 荒ぁ が

なたがこれらの雌の小羊七頭を分けて置いたののようである。 言った、「だれがこの事をしたかわたしは知りません。たことについてアビメルクを責めた。これしかしアビ 五 ですか」。 EO アブラハムは言った、 わたしに告げたことはなく、わたしもきょうまで聞きませんで アブラハムはアビメレクの家来たちが、 あなたは 水学 わ 0 しアビメレクは は、 井ぃ 戸と なんのため を 0) 手からこ あなたも 1 取と

### 第二二章

子のかわりに燔祭としてささげた。「四それでアブラハムはそば羊がいた。アブラハムは行ってその雄羊を捕え、それをそのが目をあげて見ると、うしろに、角をやぶに掛けている一頭のが目をあげて見ると、うしろに、角 ない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたのひ n 彼らが神の示された場所にきたとき、アブラハムはそこに \*\*\* なお「主の山に備えあり」と言う。 れる者であることをわたしは今知った」。ここの時アブラハム とり子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を こにおります」。三み使が言った、「わらべを手にかけてはなら 執ってその子を殺そうとした時、二主の使が天から彼を呼んでと るであろう」。こうしてふたりは一緒に行った。 きぎとはありますが、燔祭の小羊はどこにありますか」。^7ブ た、「子よ、わたしはここにいます」。イサクは言った、「火とた の所の名をアドナイ・エレと呼んだ。 言った、「アブラハムよ、アブラハムよ」。 彼は答えた、「はい、こ ラハムは言った、「子よ、神みずから燔祭の小羊を備えてくださ た。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ゎやがてイサクは父アブラハムに言った、「父よ」。 イサクに負わせ、手に火と刃物とを執って、ふたり一緒、 これにより、人々は今日 彼は答え たれ 順に行っ

言われた、『わたしは自分をさして誓う。 あなたがこの事をし、「虽主の使は再び天からアブラハムを呼んで、「<言った、「主は」。 っかいぶたん てん

に住んだ。
に住んだ。
に住んだ。
に住んだ。

もまたテバ、ガハム、タハシおよびマアカを産んだ。 いに産んだのである。ニュナホルのそばめで、名をルマという女はウヅ、 弟とうと、ではアラムの父ケムエル、ニー次はケセデ、はウヅ、 弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、ニー次はケセデ、はウヅ、 弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、ニー次はケセデ、ルに産んだのである。ニュナホルに子どもを産みました。ニー長 男ルに産んだの事の後、ある人がアブラハムに告げて言った、「ミルこのこれらの事の後、ある人がアブラハムに告げて言った、「ミルー」

### 第二三章

しみ泣いた。『アブラハムは死人のそばから立って、ヘテの人々へブロンで死んだ。アブラハムは中にはいってサラのために悲えた年である。『サラはカナンの地のキリアテ・アルバすなわち』サラの一生は百二十七年であった。これがサラの生きながら

にゾハルの子エフロンに頼み、π彼が持っている畑の端のマク葬るのに同意されるなら、わたしの願いをいれて、わたしのためなら、といれて、れたしのためなら、ないに利をして、ハ彼らに言った、「もしわたしの死人をへテの人々に礼をして、ハ彼らに言った、「もしわたしの死人を 人々のうちにすわっていた。そこでヘテびとエフロンはヘテののうちに墓地を持たせてください」。10時にエフロンはヘテの の最も良い所にあなたの死人を乗りなさい。その墓地を拒んわれのうちにおられて、神のような主君です。われわれの墓地われのうちにおられて、神のような主君です。われわれの墓地とに答えて言った、ベーわが主よ、お聞きなさい。あなたはわれ で、あなたにその死人を葬らせない者はわれわれのうちには、ひの事も重り戻した。 聞きなさい。わたしはその畑の代価を払います。お受け取りくます。ころでエフロンに言った、「あなたがそれを承 諾されるなら、お それをさしあげます。あなたの死人を葬りなさい」。ニアブラ ころで、アブラハムに答えて言った、こ「いいえ、わが主よ、お ペラのほら穴をじゅうぶんな代価でわたしに与え、あなたがた の所有として一つの墓地をください」。mへテの人々はアブラハ の中にあるほら穴もさしあげます。 聞きなさい。わたしはあの畑をあなたにさしあげます。 ムに答えて言った、<「わが主よ、お聞きなさい。 が、わたしの死人を出して葬るため、あなたがたのうちにわたし に言った、四「わたしはあなたがたのうちの旅 ムはその地の民の前で礼をし、| 三その地の民の聞いていると わたしの民の人々の前で、 の者で寄留者です 、その地のな またそ

人々の聞いているところで言った銀、すなわち商人の通用銀四ではできます。またいるところで言った銀、すなわち商人の通用銀四アブラハムはエフロンの言葉にしたがい、エフロンがヘテの の地は銀四百シケルですが、これはわたしとあなたの間で、なに 百シケルを量ってエフロンに与えた。 ほどのことでしょう。あなたの死人を葬りなさい」。トヘ そこで アブラハムに答えて言った、「ヵ「わが主よ、お聞きなさい。 わたしの死人をそこに葬りましょう」。『四エフロ ンは あ

ŧ ちヘブロンの前のマクペラの畑のほら穴に葬った。ここのよりないまです。またまである。このこのよ こっこうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、 後、アブラハムはその妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわのい すべての人々の前で、アブラハムの所有と決まった。「nその ての木も皆、「<ヘテの人々の前、すなわちその町の門にはいる。 その中のほら穴も、畑の中およびその周囲の境にあるすべる。 畑な

させていた家の年長のしもべに言った、「あなたの手をわたしブラハムを恵まれた。こさてアブラハムは所有のすべてを管理・アブラハムは年が進んで老人となった。主はすべての事にアーアブラハムは年が進んで老人となった。 ゚ももの下に入れなさい。゠わたしはあなたに天地の神、主をさ

ハ

親族の地から導き出してわたしに語り、 こうへ連れ帰ってはならない。セ天の神、 時は、わたしはあなたの子をあなたの出身地に連れ帰るべきでた、「もしその女がわたしについてこの地に来ることを好まないた。 の子孫にこの地を与えると言われた。主は、み使をあなたのい。 しょうか」。\*アブラハムは彼に言った、「わたしの子は決して向む クのために妻をめとらなければならない」。mしもべは彼に言っ して誓わせる。 につかわされるであろう。 あなたはわたしの国へ行き、親族の所へ行って、 とのうちから、 娘をわたしの子の妻にめとってはならない。 あなたはわたしが今一緒に住んでいるカナンび あなたはあそこからわたしの子に わたしに誓って、 主はわたしを父の家、 わたしの子イ 、おまえ

が水をくみに出る時刻であった。 三彼は言った、「主人アブラがずを明の外の、水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮で、女たちを町の外の、水の井戸のそばに伏させた。時は夕暮で、女たちム・ナハライムにむかい、ナホルの町へ行った。 二 彼はらくだ ム・ナハライムにむかい、ナホルの町へ行った。こ 彼はらくだかけた。すなわち主人のさまざまの良い物を携え、立ってアラ □○ しもべは主人のらくだのうちから十頭のらくだを取って出 ムの神、主よ、どうか、きょう、 わたしにしあわせを授け、主人

三らくだが飲み終ったとき、その人は重さ半シケル

の金の鼻輪

みを施されることを知りましょう」。 ここわたしは泉のそばにアブラハムに恵みを施してください。 わたしはこれによって、あなたがわたしの主人に恵飲ませてください』と言い、娘が答えて、『お飲みください。 あなたがしもベイサクのために定められた者ということにしてあなたがしもベイサクのために定められた者ということにしてあなたがしもベイサクのために定められた者ということにしてあなたがしもベイサクのために定められた者ということにしてください。 わたしはこれによって、あなたがわたしは泉のそばにアブラハムに恵みを施してください。 ここわたしは泉のそばにアブラハムに恵みを施してください。 ここわたしは泉のそばにアブラハムに恵みを施されることを知りましょう」。

本権でいることを知りましょう」

「五 彼がまだ言い終らないうちに、アブラハムの兄 弟ナホルのまま、かかまに高い終らないうちに、アブラハムの兄 弟ナホルのまま、お飲みください」と言った、「お願いです。あなたのなが、お飲めの水を少し飲ませてください」。「ハ すると彼女であった。また、お飲みください」と言った、「お願いです。あなたのがませ、お飲みください」と言った、「お願いです。あなたのがおめの水を少し飲ませてください」。「ハ すると彼女は「わが水がめの水を少し飲ませた。」、魚いで水がめを肩に載せて出てまま、お飲みください」と言った、「お願いです。あなたのがある。なたのらくだもみな飲み終るまで、わたしは水をくみましょう」。「○ 彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、 再び水をくみう」。「○ 彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、 再び水をくみう」。「○ 彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、 再び水をくみう」。「○ 彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、 再び水をくみう」。「○ 彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、 再び水をくみう」。「○ 彼女は急いでかめの水を水ぶねにあけ、 東び水をくみらしまがあるよう。「と、まって彼女を見つめていた。

一つと、重さ十シケルの金の腕輪二つを取って、三言った、「あたはだれの娘か、わたしに話してください。あなたの父の家なたはだれの娘か、わたしどもには、わらも、飼葉もたくさんあります。また泊まる場所もあります」。 ニュー その人は頭を下が、主を拝して、ニュー 言った、「わたしどもの泊まる場所がありましょうか」。 三四 彼女は彼にが、主を拝して、ニュー 言った、「もたしどもの治まる場所がありましょうか」。 三四 彼女は彼にが、主を拝して、ニュー 言った、「主人アブラハムの神、主はほむべげ、主を拝して、ニュー 言った、「主と人アブラハムの神、主はほむべげ、主を拝して、ニュー 言った、「主と人アブラハムの神、主はほむべば、主を拝して、ニュー 言った、「あっぱん はいった。 そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。 そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。 そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。 そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。 そして主は旅にあるわたしを主人の兄弟の家にないった。

これらの前に食物を供えたが、彼は言った、「わたしは用向きをいます。 単位 にはいった。 三 そこでその人に言った」というのを聞いて、その人の所へ行ってみると、その人に言った」というのを聞いて、その人の所へ行ってみると、その人に言った」というのを聞いて、その人の所へ行ってみると、その人に言った、「主に祝福された人よ、おはいりください。 なぜのよいまるのほとりで、らくだのそばに立っていた。 三 そこでその人に言った、「主に祝福された人よ、おはいりください。 なぜの人に言った、「主に祝福された人よ、おはいりください。 なぜの人に言った、「主に祝福された人よ、おはいりください。 なぜのよいまのほと、での荷を解いて、わらと飼業をらくだに与え、またがないないが、というのを聞いて、わらと飼業をらくだに与え、またがなを与えてその人の配と、その従者たちの足を洗わせた。 三 そのためがな 娘は走って行って、皆はいた。 三 その代の前に食物を供えたが、彼は言った、「わたしは用向きをして彼の前に食物を供えたが、彼は言った、「わたしは用向きをして彼の前に食物を供えたが、彼は言った、「わたしは用向きをいなない。」

みに出てくる娘に向かって、「お願いです。あなたの水がめの水ください。 四三 わたしはこの泉のそばに立っていますが、水をくください。 四三 わたしはこの泉のそばに立っていますが、水をく の子に妻をめとらなければならない』。『ゎわたしは主人に言いない。『ト おまえはわたしの父の家、親族の所へ行って、わたし いを与えられるであろう。おまえはわたしの親族、わたしの父の主は、み使をおまえと一緒につかわして、おまえの旅にさいわ ところで主人はわたしに誓わせて言いました、『わたしの住んで子を産みました。主人はその所有を皆これに与えました。『セテ た。主はまた彼に羊、牛、銀、金、男女の奴隷、らくだ、ろばを主はわたしの主人を大いに祝 福して、大いなる者とされましょ。 四二わたしはきょう、 泉のところにきて言いました、『主人アブ しょうか』。四〇主人はわたしに言いました、『わたしの仕えてい 与えられました。『<主人の妻サラは年老いてから、主人に男の』という。 おまえがわたしの親族に行く時、彼らがおまえにその娘を与えとき、おまえはわたしにした誓いから解かれるであろう。また ました、『もしその女がわたしについてこない時はどういたしま いる地のカナンびとの娘を、わたしの子の妻にめとってはなら ■ そこで彼は言った、「わたしはアブラハムのしもべです。 話すまでは食べません」。ラバンは言った、「お話しください」。 ラハムの神、主よ、どうか今わたしのゆく道にさいわいを与えて |家からわたしの子に妻をめとらなければならない。四| その おまえはわたしにした誓いから解かれるであろう』。

ことにしてください』。の娘こそ、主がわたしの主人の子のために定められた女というの娘こそ、主がわたしの主人の子のために定められた女というたのらくだのためにも、くみましょう」とわたしに言うなら、そを少し飲ませてください」と言い、『『お飲みください。あなを\*\*\*

とですから、わたしどもはあなたによしあしを言うことができ晒0 ラバンとベトエルは答えて言った、「この事は主から出たこ

七

A<br/>
★でではリベカを呼んで言った、「あなたはこの人と一緒に行ください」。 B<br/>
はいいのは言った、「娘を呼んで聞いてみましよう」。 られましたから、わたしを引きとめずに、主人のもとに帰らせて ベカと、そのうばと、アブラハムのしもべと、その従者とを送きますか」。彼女は言った、「行きます」。 まれそこで彼らは妹 リ り去らせた。<<0彼らはリベカを祝福して彼女に言った、 HK しもべは彼らに言った、「主はわたしの道にさいわいを与え くとも十日、わたしどもと共にいて、それから行かせましょう」。 てください」。 虽五 リベカの兄と母とは言った、「娘は数日、少なでください」。 虽五 リベカの兄と母とは言った、「娘は数 するじっ、すく らが起きた時、 われたように、 ы リベカがここにおりますから連れて行って、 しもべは言った、「わたしを主人のもとに帰らせ あなたの主人の子の妻にしてください」。 主が言い

た。

住んでいた。メニニイサクは夕暮、野に出て歩いていたが、目をあメニニさてイサクはベエル・ラハイ・ロイからきて、ネゲブの地に 従って行った。しもべはリベカを連れて立ち去った。 \*\* リベカは立って侍女たちと共にらくだに乗り、 住んでいた。六三イサクは夕暮、 あなたの子孫はその敵の門を打ち取れ」。 「妹よ、あなたは、ちよろずの人の母となれい。」 その 人とに

> た、「あれはわたしの主人です」。するとリベカは、被衣で身をおかって、野を歩いて来るあの人はだれでしょう」。しもべは言っ 見、らくだからおりて、メポしもべに言った、「わたしたちに向メ゙げて、らくだの来るのを見た。メロ゚リベカは目をあげてイサクをメ゙ おった。
>
> たしもべは自分がしたことのすべてをイサクに話し

## 第二五章

子孫はエパ、エペル、ヘノク、アビダ、エルダアであって、これはアシュリびと、レトシびと、レウミびとである。四ミデアンの ラハムは高齢に達し、老人となり、年が満ちて息絶え、死んでそ ラハムは物を与え、なお生きている間に彼らをその子イサクか ごとくイサクに与えた。☆またそのそばめたちの子らにもアブ らは皆ケトラの子孫であった。エアブラハムはその所有をこと はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシバクおよびシュ - アブラハムは再び妻をめとった。名をケトラという。= 彼女 ら離して、 ワを産んだ。ヨヨクシャンの子はシバとデダン。デダンの子 アブラハムの生きながらえた年は百七十五年である。ヘアブ 東の方、東の国に移らせた。

これはマムレの向かいにあり、「〇アブラハムがヘテの人々か シマエルの子らの名を世代にしたがって、その名をいえば次の アブラハムの子イシマエルの系図は次のとおりである。 の 民<sup>な</sup> に 力を妻にめとった。三 イサクは妻が子を産まなかったので、妻。\*\* の子らはハビラからエジプトの東、シュルまでの間に住んで、ア 二人の君たちである。」セイシマエルのよわいは百三十七年では、

\*\*\* ダル、アデビエル、ミブサム、「罒ミシマ、ドマ、 とおりである。すなわちイシマエルの長子はネバヨテ、 れた。イサクはベエル・ラハイ・ロイのほとりに住んだ。 られた。ニアブラハムが死んだ後、神はその子イサクを祝い ら、買い取った畑であって、そこにアブラハムとその妻サラが葬し、かりとしてはだけ、 とゾハルの子エフロンの畑にあるマクペラのほら穴に葬った。 ラムのアラムびとベトエルの娘で、アラムびとラバンの妹 リベ ハムの子はイサクであって、 シュルに及んだ。イシマエルはすべての兄 弟の東に住んだ。 子らであり、村と宿 営とによる名であって、その氏族による十 ダデ、テマ、エトル、ネフシ、ケデマ。- <sup>- -</sup> これはイシマエルの Ξ サラのつかえめエジプトびとハガルがアブラハムに産っ In アブラハムの子イサクの系図は次のとおりである。 ために主に祈り願った。 彼は息絶えて死に、その民に加えられた。「^イシマエ

ないまた。」 加えられた。πその子イサクとイシマエルは彼をヘテびシネ 主はその願いを聞かれ、 三〇イサクは四十歳の時、 マッサ、豆ハ 妻リベカは パダンア 次はケ アブラ ニョイ んだだ ル 二四

兄は弟に仕えるであろう」。
一つの民は他の民よりも強く、
一つの民は他の民よりも強く、
二つの民があなたの腹から別れて出る。
二つの民があなたの腹から別れて出る。

は、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベクとなったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。これで名が彼らを産んだ時、イサクは六十歳であった。 それで名をエサウと名づけた。これ その後に弟が出た。その手はエサウをエサウと名が、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。 「五十サクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベイサクは、カーロでは、カーロでは、カーロで、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロでは、カーロで

売りなさい」。三二エサウは言った、「わたしは死にそうだ。長子のなさい」。三二エサウは言った、「まずあなたの長子の特権をわたしに食いえ疲れた。お願いだ。赤いもの、その赤いものをわたしに食いえ疲れた。お願いだ。赤いもの、その赤いものをわたしに食いから帰ってきた。三〇エサウはヤコブに言った、「わたしはて野から帰ってきた。三〇エサウはヤコブに言った、「わたしは、エサウはガス酸れ

してエサウは長子の特権を軽んじた。 このように サウに与えたので、彼は飲み食いして、立ち去った。 このように 売った。 三四 そこでヤコブはパンとレンズ 豆のあつものとをエ ずわたしに誓いなさい」。 彼は誓って長子の特権をヤコブにずめたしに何になろう」。 三三 ヤコブはまた言った、「まの特権などわたしに何になろう」。 三三 ヤコブはまた言った、「ま

### 第二六章

この国にあったので、イサクはゲラルにいるペリシテびとの王子の国にあったので、イサクはゲラルにいるペリシテびとの王子がよった書いを果そう。四またわたしがあなたの父アブラハムにとどまりなさい。三あなたがこの地にとどまるなら、わたしはあなたと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムに書った書いを果そう。四またわたしはあなたと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムに書った書いを果そう。四またわたしはあなたの子孫を増して天哲った書いを果そう。四またわたしはあなたの子孫を増して天を上げ、あなたの子孫にこれらの国をことごとくあなたと、あなたの子孫とに与え、わたしがあなたの父アブラハムに書いた書いを果そう。四またわたしはあなたの子孫を増して天を上げ、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。の星のようにし、あなたの子孫にこれらの地をみな与えよう。であろう。エアブラハムがわたしの言葉にしたがってわたしの王子が、日本が、「大学、「エジプト」といいました。

スこうしてイサクはゲラルに住んだ。せその所の人々が彼の妻

のことを尋ねたとき、「彼女はわたしの妹です」と彼は言った。からなおは美しかったので、その所の人々がリベカのゆえに自分といったのである。ハイサクは長らくそこにいたが、ある日ペリシャがとの王アビメレクは窓から外をながめていて、イサクがその妻リベカと戯れているのを見た。カそこでアビメレクはイサクを召して言った、「彼女は確かにあなたの妻です。あなたはどうして『彼女はわたしの妹です』と言われたのですか」。イサクは彼に言った、「わたしは彼女のゆえに殺されるかもしれないと思ったからです」。「フアビメレクは言った、「あなたはどうしてこんな事をわれわれにされたのですか。民のひとりが軽々しくあなたの妻と寝るような事があれば、その時あなたはわれわれに記を集りせるでしょう」。「一それでアビメレクはすべての民に命じて言った、「この人、またはその妻にさわる者は必ず死ななければならない」。

はイサクに言った、「あなたはわれわれよりも、はるかに強くならが掘ったすべての井戸をふさぎ、土で埋めた。」太アビメレクもが掘ったすべての井戸をふさぎ、土で埋めた。」太アビメレクもが掘ったすべての井戸をふさぎ、土で埋めた。」太アビメレクちが掘ったすべての井戸をふさぎ、土で埋めた。」太アビメレクちが掘ったすべての井戸をふさぎ、土で埋めた。」太下とより、「国 後は富み、またますまこのように主が彼を祝 福されたので、「国 彼は富み、またますまこのように主が彼を祝 福されたので、「国 彼は富み、またますまこのように主が彼を祝 福されたので、「国 彼は富み、またますまこのように主が彼を祝 福されたので、「国 彼は富み、またますまこのように対している。」

られたから、われわれの所を去ってください」。 これ イサクはそこを去り、ゲラルの谷に天幕を張ってその所に住に、んだ。「<そしてイサクは父アブラハムの時に人々の掘った水の井戸を再び掘った。アブラハムの死後、ペリシテびとがふさを治いだからである。イサクは父アブラハムの死後、ペリシテびとがふさを治ならが彼と争ったからである。ここ彼らが彼と争ったからである。ここ彼らはまた一つの井戸を掘ったが、これをも争ったので、名をシテナと名づけた。ここイサクはそのからである。ここ彼らはまた一つの井戸をなったからである。ここ彼らはまた一つの井戸をなったからが彼と争ったからである。ここ彼らはまた一つの井戸をなったからである。ここ彼らはまた一つの井戸をなったからがなと争ったので、名をシテナと名づけた。なったからがなと争ったからである。ここ彼らはまた一つの井戸をなったが、これをも争ったので、名をシテナと名づけた。ここくならがなどかったので、その名をレホボテと名づけて言った、「いきてを争わなかったので、その名をレホボテと名づけて言った、「いきないとなった。

こに一つの井戸を掘った。 またイサクのしもべたちはそれて言われた、「わたしはあなたの父アブラハムの神である。 あなたは恐れてはならない。 わたしはあなたと共におって、あななを増すであろう」。 ニュ それで彼はその所に祭壇を築いて、主のを増すであろう」。 ニュ それで彼はその所に祭壇を築いて、あななとは恐れてはならない。 わたしはあなたと共におって、あななが、 そこに天幕を張った。 またイサクのしもべたちはそれでははそこからベエルシバに上った。 ニュ その夜、主は彼に現れて言われた、「わたしはあなたの父アブラハムの神である。 あるを呼び、そこに天幕を張った。 またイサクのしもべたちはそれではいる。

結ぼうと思います。これわれわれはあなたに害を加えたことはおすぼのまたとの間に一つの誓いを立てて、あなたと契約をのを、はっきり見ましたので、いまわれわれの間、すなわちわれのを、はっきり見ましたので、いまわれわれの間、すなわちわれ ふるまいを設けた。彼らは飲み食いし、三 あくる朝、はやく起は主に祝福されたかたです」。三0 そこでイサクは彼らのためになたはわれわれに悪い事をしてはなりません。まことにあなた た、「わたしたちは水を見つけました」。 IIII イサクはそれをシバ べたちがきて、自分たちが掘った井戸について彼に告げて言っいたちがきて、自分たちが掘った井戸について彼によった。 きて互に誓った。こうしてイサクは彼らを去らせたので、 なく、ただ良い事だけをして、安らかに去らせたのですから、 を追い出されたのに、どうしてわたしの所にこられたのです にゲラルからイサクのもとにきたので、ミュイサクは彼らに言っ ルシバといわれている。 と名づけた。これによってその町の名は今日にいたるまでベエ はイサクのもとから穏やかに去った。三その か」。こへ彼らは言った、「われわれは主があなたと共におられる た、「あなたがたはわたしを憎んで、あなたがたの中からわたし 時にアビメレクがその友アホザテと、 軍勢の長 ピコルと共 日、イサクのしも あ

クとリベカにとって心の痛みとなった。 これ 彼女たちはイサとエロンの娘 バスマテとを妻にめとった。 これ 彼女たちはイサミロ エサウは四十歳の時、ヘテびとベエリの娘 ユデテとヘテび

工

のために、しかの肉をとってきて、四わたしの好きなおいしい食ない。三それであなたの武器、弓矢をもって野に出かけ、わたしす」。ニイサクは言った。「わたしは年老いて、いつ死ぬかも知れを呼んで言った、「子よ」。 彼は答えて言った、「ここにおりま を祝福しよう」。
べ物を作り、持ってきて食べさせよ。 を呼んで言った、「子よ」。彼は答えて言った、「ここに イサクは年老い、目がかすんで見えなくなった時、 わたしは死ぬ前にあなた 長子に サウ

食べ物を作り、わたしに食べさせよ。わたしは死ぬ前に食べま。「いかったしのために、しかの肉をとってきて、サウに、セ『わたしのために、しかの肉をとってきて、 食べ物を作りましょう。10あなたはそれを持って行って父にた。まってい。わたしはそれで父のために、父の好きなおいしいてきなさい。わたしはそれで父のために、タミローサーーまなおいしい へ行って、そこからやぎの子の良いのを二頭わたしの所に取っの言葉にしたがい、わたしの言うとおりにしなさい。ヵ群れの所 その子ヤコブに言った、「わたしは聞いていましたが、父は兄エ たしはなめらかです。 Ξ おそらく父はわたしにさわってみる 食べさせなさい。父は死ぬ前にあなたを祝福するでしょう」。「 であなたを祝福しよう』と言いました。<それで、子よ、わたし ヤコブは母リベカに言った、「兄エサウは毛深い人ですが、わ わたしは死ぬ前に、主の前に肉をとってきて、おいしい

> 晴着を取って、 弟 ヤコブに着せ、 l 木また子やぎの皮を手と首はれぎ と からて くびいしい食べ物を作った。 l も リベカは家にあった長子エサウの けず、 のなめらかな所とにつけさせ、「も彼女が作ったおいしい食べ しの言葉に従い、行って取ってきなさい」。「四そこで彼は行い」 とパンとをその子ヤコブの手にわたした。 てやぎの子を取り、母の所に持ってきたので、母は父の好きなお 「子よ、あなたがうけるのろいはわたしが受けます。 でしょう。そうすればわたしは父を欺く者と思われ、 かえってのろいを受けるでしょう」。三母は彼に言った、

早く手に入れたのか」。彼は言った、「あなたの神、主がわたしにoイサクはその子に言った、「子よ、どうしてあなたはこんなに かの肉を食べ、あなたみずからわたしを祝福してください」。ニたとおりにいたしました。どうぞ起きて、すわってわたしのし 言った、「わたしはここにいる。子よ、あなたはだれか」。」ヵヤ 父イサクに近寄ったので、イサクは彼にさわってみて言った、 確かにわが子エサウであるかどうかをみよう」。三 ヤコブが、 しあわせを授けられたからです」。三 イサクはヤコブに言っ 「へそこでヤコブは父の所へ行って言った、「父よ」。すると父は 「声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ」。 💷 ヤコブの手が兄 コブは父に言った、「長子エサウです。 サウの手のように毛深かったため、 あなたがわたしに言わ イサクはヤコブを見わけ あなたが

 $\bar{\bar{o}}$ 

前がか

ることができなかったので、彼を祝福した。ニュイサクは言った、「あなたは確かにわが子エサウですか」。彼は言った、「そうた、「あなたは確かにわが子エサウですか」。彼は言った、「そうたぶどう酒を持ってきたので、彼は飲んだ。ニュイサクは言った、「わたしみずから、あなたを祝福しよが子のしかの肉を食べて、わたしみずから、あなたを祝福しよが子のしかの肉を食べて、わたしみずから、あなたを祝福しよが子のしかの肉を食べて、わたしみずから、あなたを祝福しよが子のしかの肉を食べて、わたしみずから、あなたを祝福しよが子のしかの肉を食べて、わたしみずから、あなたを祝福しよいです」。ニュイサクは言った、「そうたがどう酒を持って口づけした時、イサクはその着物のかおりをかき、彼を祝信して言った、

「ああ、わが子のかおりは、

イサクがヤコブを祝福し終って、ヤコブが父イサクのあなたを祝福する者はのろわれ、あなたに身をかがめるであろう。

出て行くとすぐ、鬼エサウが狩から帰ってきた。三一 彼もまたら出て行くとすぐ、鬼エサウが狩から帰ってきた。三 彼もまたら出て行くとすぐ、鬼エサウが狩から帰ってきた。三 彼もまたら出て行くとすぐ、鬼エサウが潜から帰ってきた。三 彼もまたら出て行くとすぐ、鬼エサウが潜から帰ってきて、言った、「父よ、おいしい食べ物を作って、父の所に持ってきて、言った、「父よ、れか」。彼は言った、「わたしはあなたの子、長子エサウです」。三十サクは激しくふるえて言った、「それでは、あのしかの肉を食べてかを、かえに彼が祝福を得るであった。」。 エサウは交よ、わたしをあう」。 『エサウは交った、「かなたのだ。彼は二度までもわたしはあなたが来る前に、みんな食べて彼を祝福した。ゆえに彼が祝福を得るできない」。 『エオサクは言った、「女よ、わたしをも祝福した。 はこともが祝福を奪ってしまった。「あなたの祝福と参ってもわたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さきには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さきには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さらには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さらには、わたしの長子の特権を奪い、こんどはわたしのけた。 さらには、あなたのために何ができようか」。『スサウは今となっては、あなたのために何ができようか」。『スサウは父に言った、「父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。父に言った、「父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。父に言った、「父よ、あなたの祝福してください」。 エサウは声をあげて泣いた。

三元父イサクは答えて彼に言った、 「あなたのすみかは地の肥えた所から離れ、 のあなたはつるぎをもって世を渡り、 また上なる天の露から離れるであろう。 もなたの弟に仕えるであろう。 あなたの弟に仕えるであろう。 あなたの弟に仕えるであろう。

四二こうしてエサウは、グがヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブロニンうしてエサウは、グがヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブロニンうしてエサウは、グがヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブローこうしてエサウは、グがヤコブを呼んで言った、「鬼エサウはあなたを殺そう」。四三しかしリベカはであろう。その時、第ヤコブを受んがこれ、四回あなたの兄の怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらくなの所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の憤りの怒りが解けるまで、しばらく彼の所にいなさい。四五兄の恨りがから迎えましょう。どうして、わたしは一日のうちにあなたがたふたりを失ってよいでしょうからい。

の、あの娘どものようなヘテびとの娘を妻にめとるなら、わたしとで、生きているのがいやになりました。もしヤコブがこの地と、リベカはイサクに言った、「わたしはヘテびとの娘どものこ

は生きていて、何になりましょう」。

#### **弗二八章**

こと、
セそしてヤコブが父母の言葉に従って、パダンアラムへ ウとの母リベカの兄ラバンのもとへ行った。 ダンアラムに向かい、アラムびとベトエルの子で、ヤコブとエサ なたの母の兄ラバンの娘を妻にめとりなさい。『全能の神が、あアラムへ行き、あなたの母の父ベトエルの家に行って、そこであいました。 ネバヨテの妹マハラテを妻にめとった。 すでにある。までにかにアブラハムの子イシマエルの娘ではでいます。 行ったことを知ったとき、<彼はカナンの娘が父イサクの心に、 じて「あなたはカナンの娘を妻にめとってはならない」と言った。 かわし、そこから妻をめとらせようとしたこと、彼を祝福し、命のかわし、そこから妻をめとらせようとしたこと、彼を祝福し、命ののかった。 \*さてエサウは、イサクがヤコブを祝福して、パダンアラムにつ なたを祝福し、多くの子を得させ、かつふえさせて、多くの国 かなわないのを見た。ヵそこでエサウはイシマエルの所に行き、 ように」。πこうしてイサクはヤコブを送り出した。 ヤコブはパ アブラハムに授けられたあなたの寄留の地を継がせてくださる とし、四またアブラハムの祝福をあなたと子孫とに与えて、神が、 なたはカナンの娘を妻にめとってはならない。゠立ってパダン - イサクはヤコブを呼んで、これを祝福し、命じて言った、「あ

誓いを立てて言った、「神がわたしと共にいまし、わたしの行くと名づけた。その町の名は初めはルズといった。10 ヤコブはを立てて柱とし、その頂に油を注いで、「ヵその所の名をベテルを立て、はら、4 の地に連れ帰るであろう。わたしは決してあなたを捨てず、あと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこと子孫とによって祝 福をうけるであろう。 | ヵ わたしはあなたと子孫と 達し、神の使たちがそれを上り下りしているのを見た。|=そした。 からのない のぼくだ 夢をみた。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天にゆめ の所の石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。|= 時に彼はの所の石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。|= 時に彼は この道でわたしを守り、 言った、「まことに主がこの所におられるのに、わたしは知らななたに語った事を行うであろう」。「<ヤコブは眠りからさめて て主は彼のそばに立って言われた、「わたしはあなたの父アブラ達し、神の使たちがそれを上り下りしているのを見た。」=そした。 に多くなって、西、東、北、南にひろがり、地の諸族はあなた。 まま なたと子孫とに与えよう。 四あなたの子孫は地のちりのよう べき所だろう。これは神の家である。これは天の門だ」。 かった」。「もそして彼は恐れて言った、「これはなんという恐る <ヤコブは朝はやく起きて、まくらとしていた石を取り、 がの石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。 三時に彼は つの所に着いた時、 、ムの神、イサクの神、主である。 さてヤコブはベエルシバを立って、 家に帰らせてくださるなら、主をわたしの神といいぇ。タタ 日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、 食べるパンと着る着物を賜い、三 安らた きょうしん きょうしん たまいまし、わたしの行くない あなたが伏している地を、 ハランへ向む かったが、ニ それ あ そ

を、わたしは必ずあなたにささげます」。しましょう。そしてあなたがくださるすべての物の十分のしましょう。三 またわたしが柱に立てたこの石を神の家といえましょう。三 またわたしが柱に立てたこの石を神の家といえ

# 第二九章

れ ヤコブがな b 皮 らと言って ハるれから羊に水を飲ませるのです」。

たいた。ここヤコブはラケルに、自分がラケルは父の羊と一緒ないた。ここヤコブはラケルに、自分がラケルの父のおいであることを告げたので、彼女は美で聞っていたからである。このヤコブは母のロがら石をころがし、母の兄ラバンのないた。ます。 サコブは母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊とを見た。そしてヤスラバンの娘 ラケルと母の兄ラバンの羊と一緒ないた。ここヤコブは母の兄ラバンの非はないた。

コブは一か月の間 彼と共にいた。 コブは一か月の間 彼と共にいた。 ヤンは彼に言った、「あなたはほんとうにわたしの骨肉です」。 ヤシは彼に言った、「あなたはほんとうにわたしていました。」 ヨラバきた。 そこでヤコブはすべての事をラバンに話した。」 ヨラバンは妹の子ヤコブがきたという知らせを聞くとすぐ、ニョラバンは妹の子ヤコブがきたという知らせを聞くとすぐ、ニョラバンは妹の子ヤコブがきたという知らせを聞くとすぐ、ニョラバンは妹の子ヤコブがきたという知らせを聞くとすぐ、ニョ

言った。「ヵラバンは言った、「彼女を他人にやるよりもあなたいって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。といって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。らといって、ただでわたしのために働くこともないでしょう。

間を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげよう。あずる。まれわれわれの国ではしません。ニャまずこの娘のために一週まりのですか」。 エキ ラバンは言った、「妹を姉より先にとつがせるたのですか」。 エキ ラバンは言った、「妹を姉より先にとつがせる ブはまたラケルの所にはいった。 なたは、そのため更に七年わたしに仕えなければならない」。「< に働いたのではありませんか。どうしてあなたはわたしを欺い てこんな事をわたしにされたのですか。わたしはラケルのため レアにつかえめとして与えた。ニョ朝になって、 とき、娘レアをヤコブのもとに連れてきたので、ヤコブは彼女 の所の人々をみな集めて、ふるまいを設けた。三夕暮となったしょうのよう 与えて、妻の所にはいらせてください」。三 そこでラバンはそ 三 ヤコブはラバンに言った、「期日が満ちたから、 て、更に七年ラバンに仕えた。 つかえめビルハを娘ラケルにつかえめとして与えた。IOヤ ヤコブはそのとおりにして、その一週間が終ったので、 レアであったので、ヤコブはラバンに言った、「あなたはどうし の所にはいった。エロ ラバンはまた自分のつかえめジルパを娘ホッシール 彼はレアよりもラケルを愛し 見ると、それは わたしの妻。 ラバン

では、みごもらなかった。 III レアは、みごもって子を産み、名のけた。そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 そこで彼女の、子を産むことはやんだ。 であい、名をレビと名づけた。 III 彼女はまた、みごもって子を産んだから、こんどこそは夫もわたしに親しむだろう」とといって、名をレビと名づけた。 III 彼女はまた、みごもって子を産んだから、こんどこそは夫もわたしに親しむだろう」といる。 III 彼女はまた、みごもって子を産んだから、こんどこそは夫もわたしに親しむだろう」といる。 III 彼女はまた、みごもって子を産み、名がいる。 III 彼女はまた、みごもって子を産み、名がいる。 III 彼女はまた、みごもって子を産み、「わたしは今、主をほめたたえる」と言って名をユダと名がけた。そこで彼女の、子を産むことはやんだ。

#### 第三〇章

彼に与えて、妻とさせたので、ヤコブは彼女の所にはいった。虽然に与えて、妻とさせたので、ヤコブは彼女の所にはいった。虽然など、わたしは死にます」。ニャコブはラケルに向かい怒って言っと、わたしは死にます」。ニャコブはラケルに向かい怒って言っと、わたしは死にます」。ニャコブはラケルに向かい怒って言っと、わたしは死にます」。ニャコブはラケルに向かい怒って言っと、わたしは死にます」。ニシケルは言った、「わたしのつか神に代ることができようか」。ニラケルは言った、「わたしのつか神に代ることができようか」。ニラケルは言った、「わたしのつか神に代ることができようか」。ニラケルは言った、「わたしのひざに置きます。そうすれば、わたしもまた産んで、わたしのひざに置きます。そうすれば、わたしもまた産んで、わたしのひざに置きます。そうすれば、わたしもまたない。コラケルは自分がヤコブに子を産まないのを知った時、姉をねっちない。

言って、名をナフタリと名づけた。 「神はわたしの訴えに答え、またわたしの声を聞いて、わたしにできなどルハはまた、みごもって第二の子をヤコブに産んだ。^^そえめビルハはまた、みごもって第二の子をヤコブに産んだ。^^そのでルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^そこでラケルは、ビルハは、みごもってヤコブに子を産んだ。^^

れさてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれさてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれまなどが、まと言って、名をガドと名づけた。ニーとこでレアは、「幸運がきめジルパを取り、妻としてヤコブに与えた。「○レアのつかえた」と言って、名をガドと名づけた。ニーそこでレアは、「幸運がきめジルパを取り、妻としてヤコブに与えた。」○レアのつかえた。」○レアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、つかれるです。娘たちはわたしをしあわせな者と言うでしょう。

 ければなりません」。ヤコブはその夜レアと共に寝た。」も神はいればなりません」。ヤコブはその夜レアと共に寝た。」も神はいればなりません」。ヤコブはその夜レアと共に寝た。」も神はいたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしにその価を賜わったのです」と言って、名えたから、神がわたしと一緒に住むでしょう」と言って、その名をゼブルンと名づけた。三 次に神はラケルを心にとめられ、彼女の願い子を中コブに産んだ。ころ後、彼女はひとりの娘を産んで、名をデンと名づけた。三 次に神はラケルを心にとめられ、彼女の際いたのからと書き、その胎を開かれたので、三 彼女はひとりの娘を産んで、名をデンと名づけた。三 次に神はラケルを心にとめられ、彼女の際いたと名づけた。三 次に神はラケルを心にとめられ、彼女の際いたと名づけた。三 次に神はラケルを心にとめられ、彼女の際いたがあるとまつけん。ことでは、みごもって、国の子を聞き、その胎を開かれたので、三 彼女は、みごもって男の子を聞き、その胎を開かれたので、三 彼女は、みごもって男の子を聞き、その胎を開かれたしに、なおひとりの子を加えられるように」と言った。

えに、わたしを恵まれるしるしを見ました」。これまた言った、にかなうなら、とどまってください。わたしは主があなたの心がごぞんじです」。こもラバンは彼に言った、「もし、あなたの心でください。わたしがあなたのために働いた骨折りは、あなたこれあなたに仕えて得たわたしの妻子を、わたしに与えて行かせい。かなたに仕えて得たわたしの妻子を、わたしに与えて行かせい。とよらせて、わたしの故郷、わたしの国へ行かせてください。これまでは、

移しますが、これをわたしの報酬としましょう。 IIII あとで、あすっすべて黒い小羊と、やぎの中のまだらのものと、ぶちのものとを 群れを飼い、守りましょう。三わたしはきょう、あなたの群れにこの一つの事をしてくださるなら、わたしは今一度あなたの 言った、「何をあなたにあげようか」。ヤコブは言った、「なにもらわたしも自分の家を成すようになるでしょうか」。三二彼は 行く所どこでも、あなたを恵まれました。しかし、いつになったものはわずかでしたが、ふえて多くなりました。主はわたしの すべて白みをおびているもの、 Oないもの、まだらでないものがあったり、小羊の中に黒くないも なたがきて、あなたの前でわたしの報酬をしらべる時、 をみな回ってみて、その中からすべてぶちとまだらの羊、および わたしにくださるに及びません。もしあなたが、わたしのため ぞんじです。 IIO わたしが来る前には、あなたの持っておられた えたか、またどのようにあなたの家畜を飼ったかは、あなたがご す」。ニホヤコブは彼に言った、「わたしがどのようにあなたに仕 『四ラバンは言った、「よろしい。あなたの言われるとおりにし 0) の正しい事が証 ましょう」。 🖫 そこでラバンはその日、 「あなたの があれば、それはみなわたしが盗んだものとなるでしょう」。 まだらのもの、すべて雌やぎのぶちのもの、 酬を申し出てください。 明されるでしょう。もしも、やぎの中にぶちのなか またすべて小羊の中の黒いも わたしはそれを払 雄やぎのしまのあるも まだらのもの わたし 1

を設けた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。を設けた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。をあして子らの手にわたし、三々ヤコブとの間に三日路の隔たり。。

群れと、男女の奴隷、およびらくだ、ろばを恃つようこなった。むれコブのものとなったので、四三この人は大いに富み、多くのはヤコブのものとなったので、四三この人は大いに富み、多くの た時に、はらんだ。 言れすなわち群れは枝の前で、はらんで、しないないの中に、群れに向かわせて置いた。群れは水を飲みにき表わし、言べ皮をはいだ枝を、群れがきて水を飲む鉢、すなわちまり 自分の群れを別にまとめておいて、ラバンの群れには、しまのあるものと、すべて黒いものとに向かわせた。 かった。四つまた群れの強いものが発情した時には、ヤコブは水自分の群れを別にまとめておいて、ラバンの群れには、入れないが、から、 はその小羊を別においた。彼はまた群れの顔をラバンの群れの。 ぶねの中に、その群れの目の前に、かの枝を置いて、 まの枝を取り、皮をはいでそれに白い筋をつくり、枝の白い所を なかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、 はらませた。雪けれども群れの弱いものの時には、それを置か まのあるもの、ぶちのもの、まだらのものを産んだ。四マコブ Et ヤコブは、はこやなぎと、 あめんどうと、すずかけの 枝の間で、 強いもの そして 木のな

#### 第三一章

ことごとく奪い、父の物によってあのすべての富を獲たのだ」とった。といいないではあれるの子とが、「ヤコブはわれわれの父の物をっさてヤコブはラバンの子らが、「ヤコブはわれわれの父の物を

見ると、群れの上に乗っている雄やぎは皆しまのあるもの、ぶちえられた。10また群れが発情した時、わたしが夢に目をあげてえられた。10また群れが発情した時、わたしが夢に目をあげてだ。ヵこうして神はあなたがたの父の家畜をとってわたしに与だ。ヵこうして常はあなたがたの父の家畜をとってわたしに与え 神はわたしと共におられる。^あなたがたが知っているように、 言われた、「あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。それは自分に対して以前のようではなかった。三主はヤコブに す』。三神の使は言った、『目を上げて見てごらん。わたしに言った、『ヤコブよ』。わたしは答えた、『こ のもの、霜ふりのものであった。こその時、 はあなたの報酬だ』と言えば、群れは皆しまのあるものを産んば、群れは皆ぶちのものを産んだ。もし彼が、『しまのあるもの なかった。△もし彼が、『ぶちのものはあなたの報酬だ』と言え き、π彼女らに言った、「わたしがあなたがたの父の顔を見るの。 からしょ これの できょう こう こう こう こう こう こう こう こう まき みま みやって、ラケルとレアとを、野にいる自分の群れのところに招きって、ラケルとレアとを、野にいる自分の群れのところにまる。 わたしはあなたと共にいるであろう」。四そこでヤコブは人を 言っているのを聞いた。ニまたヤコブがラバンの顔を見るのに、 0) 乗っている雄やぎは皆しまのあるもの、ぶちのもの、霜ふりの。 た。けれども神は彼がわたしに害を加えることをお許しになら あなたがたの父はわたしを欺いて、十度もわたしの報・酬を変え わたしは力のかぎり、あなたがたの父に仕えてきた。tしかし、 に、わたしに対して以前のようではない。 です。 わたしはラバンがあなたにしたことをみな見て わたしは答えた、『ここにおりま しかし、わたしの父の 神の使が夢の中で 群れの上に ١,

す。こまわたしはベテルの神です。かつてあなたはあそこで柱を言う。また同業がありましたちの父の家に、なおわたしたちの受く答えて言った、「わたしたちの父の家に、なおわたしたちの受く答う、また嗣業がありましょうか。「ヨわたしたちは父に他人べき分、また嗣業がありましょうか。「ヨわたしたちは父に他人のように思われているではありませんか。彼はわたしたちの受く答ったばかりでなく、わたしたちの父の家に、なおわたしたちの受くです。こま神がわたしたちの父から取りあげられた富は、みなのです。「木神がわたしたちの父から取りあげられた富は、みなのです。「木神がわたしたちの子どものものです。だから何事でも神があなたにお告げになった事をしてください」。 コーカたしはベテルの神です。かつてあなたはあそこで柱である。

ラバンに現れて言われた、「あなたは心してヤコブに、よしあしアデの山地で追いついた。三四しかし、神は夜の夢にアラムびとたので、三四彼は一族を率いて、七日の間そのあとを追い、ギレニ三日目になって、ヤコブの逃げ去ったことが、ラバンに聞え三三日

を言ってはなりません」。

思った。三、ラバンはついにヤコブに追いついたが、ヤコブが心臓に天幕を 思った。三、ラバンはヤコブに言った、「あなたはなんという事 をしたのですか。あなたはわたしを欺いてわたしの娘たちをいくさのとりこのように引いて行きました。三、なぜあなたはわたしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たしに告げずに、ひそかに逃げ去ってわたしを欺いたのですか。 たのに。三、なぜわたしの孫や娘にわたしが口づけするのを許さなかったのですか。あなたは愚かな事をしました。三、わたしはあなたがたに害を加える力をもっているが、あなたばわくの家が非常に恋しくなったからでしようが、なぜあなたがたのとの神が昨夜わたしに告げて、『おまえは心して、ヤコブによしなの家が非常に恋しくなったからでしようが、なぜあなたがたしは恐れたからです。三、だれの所にでもあなたの神が見っかったら、その者を生かしてはおきません。質かあなたの神が見っかったら、その者を生かしてはおきません。質かあなたの神が見っかったら、その者を生かしてはおきません。質かあなたの神が見っかったら、その者を生かしてはおきません。質かあなたの神が見っかったりらであるか、われわれの一族の前で、調べてみて、それをお取りください」。ラケルが神を盗んだことをヤコブは知らなかったからである。

|||| そこでラバンはヤコブの天幕にはいり、またレアの天幕には

眠ることもできませんでした。四二

わたしはこの二十年あなた

に表する。 にとができません。わが主よ、どうかお怒りにならぬよう」。彼るかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕にはいった。 しかし、ラケルはすでにテラピムを取って、らくだのくらの下にしかし、ラケルはすでにテラピムを取って、らくだのくらの下にしかし、ラケルはすのにテラピムを取って、らくだのくらの下にしかし、ラケルはすのにテラピムを取って、みなたの前に立ち上がるた、「わたしは女の常のことがあって、あなたの前に立ち上がるた。「わたしは女の常のことがあって、あなたの前に立ち上がるたが、見つからなかった。」 を捜したがデラピムは見つからなかった。

バンに言った、「わたしにどんなあやまちがあり、どんな罪が言べそこでヤコブは怒ってラバンを責めた。そしてヤコブはラ 間あなたの雌羊も雌やぎも子を産みそこねたことはなく、 物が見つかりましたか。それを、ここに、わたしの一族と、あない。 あって、あなたはわたしのあとを激しく追ったのですか。 盗まれたものも、 う。言わたしはこの二十年、あなたと一緒にいましたが、 たの一族の前に置いて、われわれふたりの間をさばかせま なたはわたしの物をことごとく探られたが、 わたしはあなたの群れの雄羊を食べたこともありませんでし つわたしのことを言えば、昼は暑さに、夜は寒さに悩まされ で、自分でそれを償いました。また昼盗まれたものも、夜いののは、ないのである。 また野獣が、 あなたはわたしにその償いを求められました。 かみ裂いたものは、あなたのもとに持って 何かあなたの家のいえ 。三もあ また その じょ

正拠となります」。それでその名はガルエドと呼ばれた。四ラバンは言った、「この石塚はきょうわたしとあなたとの\*\* 見るものはみなわたしのものです。これらのわたしのまたちはわたしの孫です。また群れはわたしの群れ、 ら手で去らせたでしょう。神はわたしの悩みと、 らは石を取って、一つの石塚を造った。こうして彼らはその m< ヤコブはまた一族の者に言った、「石を集めてください」。彼れ しょう」。

昭そこでヤコブは石を取り、それを立てて柱とした。 と契約を結んで、これをわたしとあなたとの間の証拠としま することができましょうか。四つさあ、それではわたしとあなた ため、また彼らが産んだ子どもたちのため、きょうわたしは何を 四三ラバンは答えてヤコブに言った、「娘たちはわたしの娘、子ど わたしと共におられなかったなら、あなたはきっとわたしを、か もし、わたしの父の神、アブラハムの神、イサクのかしこむ者がい。 したが、あなたは十度もわたしの報酬を変えられました。四三 が互に別れたのちも、 たミズパとも呼ばれた。 ドタと名づけ、ヤコブはこれをガルエドと名づけた。

『へそして とを顧みられて昨夜あなたを戒められたのです」。 ために十四年、またあなたの群れのために六年、あなたに仕えま  $\mathcal{O}$ 石塚のかたわらで食事をした。四セラバンはこれをエガル・サハ 家だく のひとりでありました。 どうか主がわたしとあなたとの間を見守 彼がこう言ったからである、 わ たしはあなたのふたりの娘 これらのわたしの娘たちの わたしの労苦 あなたの 四九ま

れる」。 とりいなくても、神はわたしとあなたとの間の証人でいらせらしの娘のほかに妻をめとることがあれば、たといそこにだれひられるように。ffo もしあなたがわたしの娘を虐待したり、わたられるように。ffo もしあなたがわたしの娘を虐待したり、わた

田二 更にラバンはヤコブに言った、「あなたとわたしとの間にわたしが建てたこの石塚をごらんなさい、この柱をごらんなさい。 たしが建てたこの石塚をごらんなさい、この柱があかしとなるように、 石塚とこの石塚を越えてわたしがあなたに害を加えず、またこの おっかこの石塚を越えてわたしがあなたに害を加えず、またこの とうかこの石塚があかしとなり、この柱があかしとなるように、 どうかこの石塚があかしとなり、この柱があかしとなるように、 どうかこの石塚があかしとなり、この柱があかしとなるように、 とうかこの石塚があかしとなり、この柱があかしとなるように、 とうかこのた。 報え かん の間をさばかれるように」。 ヤコブは近で犠牲をささげ、一族を おいて、食事をした。 彼らは食事をして山に宿った。 おいて、食事をした。 彼らは食事をして山に宿った。 かれ あくる朝ラバンは早く起き、孫と娘たちに口づけして彼らを ときくさく

## 第三二章

所の名をマハナイムと名づけた。
ニヤコブは彼らを見て、「これは神の陣営です」と言って、そのニヤコブは彼らを見て、「これは神の陣営です」と言って、そのっさて、ヤコブが旅路に進んだとき、神の使たちが彼に会った。

ョヤコブはセイルの地、エドムの野に住む兄エサウのもとに、さ

前に恵みを得ようと人をつかわしたのです』」。 
『あなたがたはわたしの主人エサウにこう言いなさい、『あなたのの奴隷を持っています。それでわが主に申し上げて、あなたのの奴隷を持っています。それでわが主に申し上げて、あなたのとした。 
のしもベヤコブはこう言いました。 
わたしはラバンのもとにの対象を持っています。 
のしもベヤコブはこう言いました。 
のとはうバンのもとにの対象を持つできませる。 
のとはうバンのもとにいる。 
のとは、 
のとは、 
のとは、 
のといる。 
のはなる。 
のといる。 
のと

カトリスのは、「父アブラハムの神、父子サクの神よ、かれヤコブはまた言った、「父アブラハムの神、父子サクの神よ、かれたすべての恵みとまことをわたしは受けるに足りない者でれたすべての恵みとまことをわたしは受けるに足りない者でおしたが、今は二つの組にもなりました。ここどうぞ、兄エサウましたが、今は二つの組にもなりました。ここどうぞ、兄エサウましたが、今は二つの組にもなりました。ことうぞ、兄エサウの手からわたしをお救いください。わたしは彼がきて、わたしを撃ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。こあなたは、を撃ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。このは、かれヤコブはまた言った、「父アブラハムの神、父子サクの神よ、かかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のかって、『わたしは必ずおまえを恵み、おまえの子孫を海の砂のから、

らを導いて川を渡らせ、

の子どもとを連れてヤボクの渡しをわたった。ニョすなわち彼れ 三 彼はその夜起きて、ふたりの妻とふたりのつかえめと十一人に

11

また彼の持ち物を渡らせた。三四ヤコブ

の者にも命じて言った、「あなたがたがエサウに会うときは、同り第二の者にも、第三の者にも、また群れ群れについて行くすべてないもかたしたちのうしろにおります』と言いなさい」。「1彼はなもわたしたちのうしろにおります」と言いなさい」。「1彼はなたのしもベヤコブの物で、わが主エサウにおくる贈り物です。なたのしもベヤコブの物で、わが主エサウにおくる贈り物です。 をおきなさい」。「せまた先頭の者に命じて言った、「もし、兄エわたしの先に進みなさい、そして群れと群れとの間には隔たりしもべたちの手にわたし、しもべたちに言った、「あなたがたは 雄羊二十、「五乳らくだ三十とその子、物を選んだ。」四すなわち雌やぎ二百、りの 送る贈り物をもってまず彼をなだめ、それから、 送る贈り物をもってまず彼をなだめ、それから、彼の顔を見より、まています。またいます。と言いなさい」。ヤコブは、「わたしがさきにうしろにおります」と言いなさい」。ヤコブは、「わたしがさきに じように彼に告げて、10『あなたのしもベヤコブもわれわれの |= 彼はその夜そこに宿り、持ち物のうちから兄エサウへの贈り からである。三こうして贈り物は彼に先立って渡り、 たの前にあるこれらのものはだれの物か』と尋ねたら、「^『あ サウがあなたに会って『だれのしもべで、どこへ行くのか。 あな そうすれば、彼はわたしを迎えてくれるであろう」と思った 宿営にやどった。 雄ろば十。「^彼はこれらをそれぞれの群れに分けて、 雌牛四十、雄牛十、雌ろ 雄やぎ二十、雌羊二百、 彼はその

人とに、力を争って勝ったからです」。これヤコブは尋ねて言ってとれるからからからです。これヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神とは答えた、「ヤコブです」。これその人は言った、「あなたはもはや ニエルと名づけて言った、「わたしは顔と顔をあわせて神を見たが、その所で彼を祝 福した。 〓○ そこてもここしょうない み 人と組打ちするあいだにはずれた。これその人は言った、「夜がのもものつがいにさわったので、ヤコブのもものつがいが、そののもものつがいが、その は彼の上にのぼったが、彼はそのもものゆえにびっこを引 が、なお生きている」。三こうして彼がペニエルを過ぎる時、 が、その所で彼を祝福した。 三〇そこでヤコブはその所の名をペ その人は、「なぜあなたはわたしの名をきくのですか」と言った た、「どうかわたしにあなたの名を知らせてください」。 ェその人は彼に言った、「あなたの名はなんと言いますか」。 彼れ たしを祝福してくださらないなら、あなたを去らせません」。こ 明けるからわたしを去らせてください」。ヤコブは答えた、「わ した。ニ゙゙゙゙゙゙ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、 いた。三そのため、イスラエルの子らは今日まで、 はひとりあとに残ったが、ひとりの人が、夜明けまで彼と組打ち の上にある腰の筋を食べない。 すなわち腰の筋にさわったからである。 かの人がヤコブのもものつ もものつが すると ヤコブ いて

## 第三三章

っさてヤコブは目をあげ、エサウが四百人を率いて来るのを見っさてヤコブは目をあげ、エサウが四百人を率いて来るのを見いた。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルとふたりのつかた。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルとふたりのつかた。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルとふたりのつかた。そこで彼は子供たちを分けてレアとラケルとふたりのつかた。

四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走ってきて迎え、彼を抱き、そのくびをかかえ四するとエサウは走っている。あなたの物は言った、「おおたと一緒にいるこれらの者はだれですか」。カンフとラケルが近寄ってお辞儀した。<するとエサウは言った、「わたしが出会ったあのすべての群れはどうしたのですか」。た、「わたしが出会ったあのすべての群れはどうしたのですか」。た、「わたしが出会ったあのすべての群れはどうしたのですか」。た、「わたしが出会ったあのすべての群れはどうしたのですか」。た、「わたしが出会ったあのすべての群れはどうしたのですか」。からは言った、「があなたの前に恵みを得るなら、どうか、わたしの手から贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくら贈り物を受けてください。あなたが喜んでわたしを迎えてくらいます。

ている。

| | エサウは言った、「それならわたしが連れている者どものう めに小屋を造った。これによってその所の名はスコテと呼ばれ ブは立ってスコテに行き、自分のために家を建て、また家畜のた ださい」。- ^ その日エサウはセイルへの帰途についた。- ェヤコ 「いいえ、それには及びません。 ち幾人かをあなたのもとに残しましょう」。ヤコブは言った、 ゆっくり歩いて行き、 わたしはわたしの前にいる家畜と子供たちの歩みに合わせて、 は、かよわく、また乳を飲ませている羊や牛をわたしが世話をし 三そしてエサウは言った、「さあ、 ら」。こうして彼がしいたので、彼は受け取った。 います。「四わが主よ、どうか、しもべの先においでください。 ています。もし一日でも歩かせ過ぎたら群れはみな死んでしま 行く」。「『ヤコブは彼に言った、「ごぞんじのように、子供たち わたしを恵まれたので、 こどうかわたしが持ってきた贈り物を受けてください。 セイルでわが主と一緒になりましょう」。 わたしはじゅうぶんもっていますか わが主の前に恵みを得させてく 立って行こう。 わたしが先に

と名づけた。
と名づけた。
と名づけた。
と名づけた。
と名づけた。
と名づけた。
とのでは、
にのでは、

## 第三匹章

かけて行ったが、三その地のつかさ、ヒビびとハモルの子シケムが彼女を見て、引き入れ、これと寝てはずかしめた。三彼は深くヤコブの娘、デナを慕い、この娘を愛して、ねんごろに娘に語った。四シケムは父ハモルに言った、「この娘をわたしの妻にめとってください」。五さてヤコブはシケムが、娘デナを汚したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼とを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので、彼らの帰るまで黙っていた。キシケムの父ハモルはヤコブと話しらの帰るまで黙っていた。キシケムの父ハモルはヤコブと話しらの帰るまで黙っていた。ちかない。カーシーとは、してはならぬ事だからである。

こった、「あなたがたの前に恵みを得させてください。あなたがれてハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたがにあります。ここに住んで取引し、ここで地はあなたがたの前にあります。ここに住んで取引し、ここで地はあなたがたの前にあります。どうか彼女を彼の妻にください。たちに与え、わたしたちと婚姻し、あなたがたにめとってください。たちに与え、わたしたちと婚姻し、あなたがたの娘をわたしたちとは一緒に住みましょう。地はあなたがたの前にあります。どうか彼女を彼の妻にください。大の娘を心に慕っています。どうか彼女を彼の妻にください。たちに与え、わたしたちと婚姻し、あなたがたの前に恵みを得させてください。あなたが、ハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたが、ハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたが、ハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたが、ハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたが、ハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたが、ハモルは彼らと語って言った、「わたしの子シケムはあなたが、ハモルは彼らと語って言った。「わたい。あなたが、ハモルは彼らと言っている。

ださい」。

があるとおりさしあげます。ただこの娘はわたしの妻にくたくさんの結納金と贈り物とをお求めになっても、あなたがたたがわたしに言われるものは、なんでもさしあげましょう。三

こしかし、ヤコブの子らはシケムが彼らの妹。デナを汚したので、シケムとその父ハモルに偽って答え、「国彼らに言った、「われわれの私とするところですから。」まただ、こうなさればわれわれの私とするところですから。」まただ、こうなさればわれわれは割礼を受けない者に妹をやる事はできません。それはわれわれの私とするところですから。」まただ、こうなさればわれわれは割礼を受けて、われわれはあなたがたに同意します。もしあなたがたのうち男子がみな割礼を受けて、われわれはあなたがたのうち男子がみな割礼を受けて、われわれはあなたがたと一緒に住んで一つの民となりましょう。「もけれども、もしあなたがだがわれわれにとなりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにとなりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにとなりましょう。「もけれども、もしあなたがたがわれわれにたるであった。」「この人々はかれつれた者であった。こうそこでハモルとその子シケムとは町の門にた者であった。こうそこでハモルとその子シケムとは町の門にた者であった。こうこの人々はわれわれと親た。では、またのようである。また彼は父の家のうちで一番重んじられた者であった。こうこの人々はわれわれと親た。では、またのようである。そしてわれわれと親にならず、おより、この地に住まわせて、ここで取引をさせよう。地は広く、彼らをいれるにじゅうぶんである。そしてわれわれは彼らのようにある。また彼らがから、この人々はわれわれと親にないから、この地に住まわせて、ここで取引をさせよう。地は広く、彼らをいれるにじゅうぶんである。そしてわれわれは彼らがからから、この地に住まわせん。

いのですか」。

# 第三五章

起ったので、ヤコブの子らのあとを追う者はなかった。^ こうしょ そして彼らは、いで立ったが、大いなる恐れが周囲の町々にょ そしてかれ しにこたえ、かつわたしの行く道で共におられた神に祭壇を造われは立ってベテルに上り、その所でわたしの苦難の日にわたの。ほり、まるとしている。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 その木の名をアロン・バクテと呼ばれた。 そこで彼に現れたからである。<時にリベカのうばデボラが死します。

\*\*\* エル・ベテルと名づけた。彼が兄の顔を避けてのがれる時、神がズ、すなわちベテルにきた。も彼はそこに祭壇を築き、その所を てヤコブは共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるル る耳輪をことごとくヤコブに与えたので、ヤコブはこれをシケ ろう」。四そこで彼らは持っている異なる神々と、耳につけているう」。四そこで彼らは持っている異なる神々と、耳につけてい ある異なる神々を捨て、身を清めて着物を着替えなさい。三われ 家族および共にいるすべての者に言った、「あなたがたのうちにからく る時、あなたに現れた神に祭壇を造りなさい」。ニヤコブは、そのとき んで、ベテルのしもの、かしの木の下に葬られた。 ムのほとりにあるテレビンの木の下に埋めた。 り、そこに住んで、あなたがさきに兄エサウの顔を避けてのが ときに神はヤコブに言われた、「あなたは立ってベテルに」 これによっ

『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。 『わたしは全能の神である。

の去ろうとする時、子の名をベノニと呼んだ。しかし、父はこれはありません。今度も男の子です」。1<彼女は死にのぞみ、 魂はありません。今度も男の子です」。1<彼女は死にのぞみ、 魂に、なお隔たりのある所でラケルは産気づき、その産は重かっに、なお隔たりのある所でラケルは産気づき、その産は重かった。こうして彼らはベテルを立ったが、エフラタに行き着くまで

た。ルハのところへ行って、これと寝た。イスラエルはこれを聞いルハのところへ行って、これと寝た。イスラエルはこれを聞い言! イスラエルがその地に住んでいた時、ルベンは父のそばめビ

その子工サウとヤコブとは、これを葬った。 まなわちレアの子らさてヤコブの子らは十二人であった。 ますなわちレアの子らさてヤコブの子らは十二人であった。 ますなわちレアの子らは年老い、日満ちて息絶え、死んで、その民に加えられた。まかりは年老い、日満ちて息絶え、死んで、その民に加えられた。まずのは年老い、日満ちて息絶え、死んで、その民に加えられた。まずのは年老い、日満ちて息絶え、死んで、その民に加えられた。その子工サウとヤコブとは、これを葬った。 ますなわちレアの子らさてヤコブの子らは十二人であった。 まずのといる父イサクのもとへ行った。ここはアブラハムとイサクとがる父イサクのもとへ行った。ここはアブラハムとイサクとがる父イサクのもとへ行った。これを葬った。 まずのといい 日満ちて息絶え、死んで、その民に加えられた。その子工サウとヤコブとは、これを葬った。 こまなわちレアの子らさてヤコブの子らは十二人であった。 こまなわちレアの子らさてヤコブの子らは十二人であった。 こまなわちレアの子ら

## 第三六章

スサウは妻と子と娘と家のすべての人、家畜とすべての獣、はエサウの子であって、カナンの地で彼に生れた者である。はエサウの子であって、カナンの地で彼に生れた者である。 たカナンの地で獲たすべての財産を携え、兄弟ヤコブを離れて とである。三また、イシマエルの娘ネバヨテの妹、いきつと こうしてエサウはセイルの山地に住んだ。エサウはすなわちエ 家畜のゆえに、彼らをささえることができなかったのである。^^ きなかったからである。 ほかの地へ行った。t彼らの財産が多くて、一緒にいることがで とった。四アダはエリパズをエサウに産み、バスマテはリウエル はカナンの娘たちのうちから妻をめとった。すなわちヘテびと を産み、゙ェアホリバマはエウシ、ヤラム、コラを産んだ。これら エロンの娘。アダと、ヒビびとヂベオンの子アナの娘。アホリバマ エサウ、 すなわちエドムの系図は次のとおりである。 すなわち彼らが寄留した地は彼らの バスマテをめ ニエサウ ま

で、アマレクをエリパズに産んだ。これらはエサウの妻アダのタム、ケナズである。ニテムナはエサウの子エリパズのそばめ子はリウエル。ニ エリパズの子らはテマン、オマル、ゼポ、ガなわちエサウの妻アダの子はエリパズ。エサウの妻バスマテのとおりである。10 エサウの子らの名は次のとおりである。すれてイルの山地におったエドムびとの先祖エサウの系図は次のカセイルの山地におったエドムびとの先祖エサウの系図は次のカ

族という 族長で、エドムの地におった。これらはアダの子らである。となった。 アマレクの族長である。これらはエリパズから出族長、ゼポの族長、ケナズの族長、ニュラの族長、ガタム族長、ゼポの族長、ケナズの族長、コラの族長、ガマルなわちエサウの長子エリパズの子らはテマンの族長、オマルなわちエサウの長子エリパズの子 子らは次のとおりである。すなわサウの妻バスマテの子らである。 テの族長、ゼラの族長、シャンマの族長、ミザの族長。これらぞくらょう。 はリウエルから出た族長で、エドムの地におった。これらはエ エサウの子リウエルの子らは次のとおりである。すなわちナハ I 五 エサウの子らの中で、 シ、ヤラム、コラをエサウに産んだ。 妻アホリバマの子らは次のとおりである。 バスマテの子らである。「四ヂベオンの子アナの娘で、 ちナハテ、ゼラ、シャンマ、ミザであって、 子らである。 コラの族長。これらはアナの娘で、 アマレクの族長である。これらはエリパズから出たで □□リウエルの子らは次のとおりである。 族長たる者は次のとおりである。 すなわちエウシの族長、ヤラムの 「ヘエサウの妻アホリバマ これらはエサウの妻 おりである。すなわ すなわち彼女はエウ エサウの妻アホリバ エサウの ガタムの オマルの す

で、エドムの地におった。三口タンの子らはホリ、ヘマムであぜル、デシャン。これらはセイルの子ホリびとから出た族長すなわちロタン、ショバル、ヂベオン、アナ、三 デション、エするの地の住民ホリびとセイルの子らは次のとおりである。子らで、族長たる者である。

マから出た族 長である。「ヵこれらはエサウすなわちエドムの

り、ロタンの妹はテムナであった。ニョショバルの子らは次のとおりである。すなわちアルワン、マナハテ、エバル、シポ、オナム。ニョデベオンの子らは次のとおりである。すなわちアヤとアナ。このアナは父ヂベオンのろばを飼っていた時、荒野でまなわちデションとアホリバマ。アホリバマはアナの娘である。三木デションとアホリバマ。アホリバマはアナの娘である。三木デションの子らは次のとおりである。すなわちデションの子らは次のとおりである。すなわちアションの子らは次のとおりである。すなわちロタンの族長、デシャンの子らは次のとおりである。すなわちロタンの族長、デシャンの族長、アナの族長、アナの族長、ボジャンの子らは次のとおりである。すなわちロタンの族長、だらようとから出た族長は次のとおりである。すなわちロタンの族長、エゼルの族長、デシャンの族長、アナの族長、これらはホリびとから出た族長、デジャンの族長、アナの族長、これらはホリびとから族長、エゼルの族長、デシャンの族長、アナの族長、これらはホリびとからたようである。すなわちロタンの族長、エゼルの族長、デシャンの族長、アナの族長、これらはホリびとから族長、エゼルの族長、デシャンの族長、アナの族長、これらはホリびとから族長、エゼルの族長、デシャンの族長、アナの族長、これらはホリびとからない。ここでは、アナの族長、アナの族長、これらは次のとものである。すなわちロタンの族長、アナの族長、これらは次のとものである。すなわちロタンの族長、アナの族長、アナの族長、アナの族長、アナの族長、アナの族長、アナの族長、アナの族長、アナの族長、アナーの大きのといった。ここでは、アナルの子によりである。

# 第三七章

ブの子孫は次のとおりである。「ヤコブは父の寄留の地、すなわちカナンの地に住んだ。ニヤコ

彼はまだ子供で、父の妻たちビルハとジルパとの子らと共にいずれています。これでは十七歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。

ことができなかった。
ことができなかった。
いうか、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄たが、ヨセフは彼らの悪いうわさを父に告げた。ヨヨセフは年寄

国 ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼れらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわらは、ますます彼を憎んだ。<ヨセフは彼らに言った、「どうぞわな彼に向かって、「あなたはほんとうにわたしたちの末が起きて立つと、あなたがたの束がまわりにきて、わたしの束を拝みました」。<すると兄弟たちの言葉のゆえにますます彼を憎んだ。ヵヨセフはまた一つのか。あなたは実際わたしたちを治めるのか」と言って、彼の夢とその言葉のゆえにますます彼を憎んだ。ヵヨセフはまた一つのました。日と月と十一の星とがわたしを拝みました」。「○彼見ました。日と月と十一の星とがわたしを拝みました」。「○彼見ました。日と月と十一の星とがわたしを拝みました」。
「あなたが見たその夢はどういうのか。ほんとうにわたしとあなたの母と、兄弟たちに語ってので、父は彼をとがめて言った、「あなたが見たその夢はどういうのか」と言って、彼の夢とた、「あなたが見たその夢はどういうのか」と言いた、「おなたが見たちとが行って地に伏し、あなたを拝むのか」。こ 兄弟たちは彼をねたんだ。しかし父はこの言葉を心にとめた。

たとき、「『イスラエルはヨセフに言った、「あなたの兄弟たちこさて兄弟たちがシケムに行って、父の羊の群れを飼ってい

また彼らに言った、「血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴言った、「われわれは彼の命を取ってはならない」。ニールベンはベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から救い出そうとしてを食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう」。ニールを食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう」。ニール らが、どこで羊を飼っているのか、どうぞわたしに知らせてくだのですか」。「<彼は言った、「兄弟たちを捜しているのです。彼 | 父は彼に言った、「どうか、行って、あなたの兄弟たちは無事できる。\*\*\*| 「いつかわそう」。ヨセフは父に言った、「はい、行きます」。 | 四 がやって来る。10さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼ってを見て、これを殺そうと計り、1ヵ互に言った、「あの夢見る者った。」 セフは兄弟たちのあとを追って行って、ドタンで彼らに会っ『ドタンへ行こう』と言うのをわたしは聞きました」。そこでヨ フを彼らの手から救いだして父に返すためであった。IIII さて、 に投げ入れよう。彼に手をくだしてはならない」。これ た。「ハヨセフが彼らに近づかないうちに、彼らははるかにヨセ さい」。」もその人は言った、「彼らはここを去りました。 たので、その人は彼に尋ねて言った、「あなたは何を捜している ムに行った。Iェひとりの人が彼に会い、彼が野をさまよっている。 ださい」。父が彼をヘブロンの谷からつかわしたので、彼はシケ あるか、また群れは無事であるか見てきて、わたしに知らせてく  $\exists$ はシケムで羊を飼っているではないか。 セフが兄弟たちのもとへ行くと、 彼らはヨセフの着物、彼がかれ さあ、 あなたを彼らの 彼らが れはヨセ

「田 こうして彼らはすわってパンを食べた。時に彼らが目をあいまして行った。 これ そこでユダは兄 弟たちに言った、「われらやってきた。 これ そこでユダは兄 弟たちに言った、「われらやってきた。 これ そこでユダは兄 弟たちに言った、「われらやってきた。 これ そこでユダは兄 弟たちに言った、「われれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。こせさあ、わわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。こせさあ、わわれが弟を殺し、その血を隠して何の益があろう。こせさあ、わわれかれの肉身だから、彼に手を下してはならない」。兄弟たわれわれの肉身だから、彼に手を下してはならない」。兄弟たわれわれので、彼らはヨセフを穴から引き上げ、銀二十シケルのヨセフをイシマエルびとに売った。彼らはヨセフをエジプトへ連れて行った。

を売った。 まれ まくぎょうじん ひょうしん 大き かん とい間その子のために 強いた。 三五子らと娘らとは皆とって、長い間その子のために 強いた。 三五子らと娘らとは皆とって、長い間その子のために嘆いた。 三五子らと娘らとは皆とって、長い間その子のために嘆いた。 三五子らと娘らとは皆とって、長い間その子のために嘆いた。 三五子らと娘らとは皆とって、長い間その子のために嘆いた。 三五子らと娘らとは皆

# 第三八章

タマルは行って父の家におった。 思ったからである。それでたちのように死ぬかもしれないと、思ったからである。それでのままで、あなたの父の家にいなさい」。彼は、シラもまた兄弟子の妻タマルに言った、「わたしの子シラが成人するまで、寡婦子の妻をすった。」 まは彼をも殺された。 こそこでユダはその意。 かったので、主は彼をも殺された。 こそこでユダはその

要を終ってその友アドラムびとヒラと共にテムナに上り、自分し、日がたってシュアの娘ユダの妻は死んだ。その後、ユダは | | 道のかたわらで彼女に向かって言った、「さあ、あなたの所に の羊の毛を切る者のところへ行った。」時に、ひとりの人がタ ぎの子をあなたにあげよう」。 と、あなたの手にあるつえとを」。彼はこれらを与えて彼女の所と、あなたの手にあるつえとを」。 彼はこれらを与えて彼女の所 「どんなしるしをあげようか」。彼女は言った、「あなたの印と紐いる」 らなかったからである。彼女は言った、「わたしの所にはいるた はいらせておくれ」。 ナイムの入口にすわっていた。彼女はシラが成人したのに、 マルに告げて、「あなたのしゅうとが羊の毛を切るためにテムナ 何をくださいますか」。「モユダは言った、「群れのうちのや しるしをわたしにくださいますか」。「ヘユダは言った、 彼はこの女がわが子の妻であることを知 彼女は言った、「それをくださる

て去り、被衣を脱いで寡婦の衣服を着た。

はいった。彼女はユダによってみごもった。 1ヵ 彼女は起

「エナイムで道のかたわらにいた遊女はどこにいますか」。 シラに与えなかったためである」。彼は再び彼女を知らなか。 はだれのものか、見定めてください」。「<ユダはこれを見定 して言った、「わたしはこれをもっている人によって、 まえ」。ニュ彼女は引き出された時、 みごもりました」。ユダは言った、「彼女を引き出して焼いてしたの嫁タマルは姦淫しました。そのうえ、彼女は姦淫によって IM ところが三月ほどたって、ひとりの人がユダに言った、「あ くといけないから。 こでユダは言った、「女に持たせておこう。 の所の人々は、『ここには遊女はいない』と言いました」。ここそ 帰って言った、「わたしは彼女を見いだせませんでした。タッペ゚ ドラムびとに託してやぎの子を送ったけれども、 た。 て言った、「彼女はわたしよりも正しい。わたしが彼女をわが ました」。彼女はまた言った、「どうか、この印と、紐と、つえと が、あなたは彼女を見いだせなかったのだ」。 は言った、「ここには遊女はいません」。== 彼はユダのもとに だせなかった。三そこで彼はその所の人々に尋ねて言った、 こ0 やがてユダはその女からしるしを取りもどそうと、その友ア とにかく、わたしはこのやぎの子を送った そのしゅうとに人をつかわ わたしたちは恥をか その女を見い またそ

こせさて彼安の出産の時がきたが、胎内には、ふたごがあった。これでは、などりの子が手を出したので、産婆は、「これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸を取って、その手に結んだ。これがさきに出た」と言い、緋の糸のある兄が出たので、名はゼラと呼ばれた。

### 第三九章

物をみなヨセフの手にゆだねて、自分が食べる物のほかは、何を特別をみなヨセフは連れられてエジプトに下ったが、パロの役人でになった。三その主人は主が彼とともにおられることと、主が彼はき運な者となり、その主人エジプトびとの家おられたので、彼はき運な者となり、その主人エジプトびとの家おられたので、彼はき運な者となり、その主人エジプトびとの家おられたので、彼はき運な者となり、その主人エジプトびとの家おられたので、彼はき運な者となり、その主人エジプトびとの家おられたので、彼はきがんは主が彼とともにおられることと、主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見た。四そこで、ヨフに家とすべての持ち物をみな彼の手にゆだねた。彼はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物をみな彼の手にゆだねた。彼はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物をみな彼の手にゆだねた。まはヨセフにった。これが、また、まが、おり入れてエジプトびとの家を恵まれたので、主の恵みは彼のかえにそのエジプトびとの家を恵まれたので、主の恵みは彼のかえにそのエジプトびとの家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。ちそこで彼は持ちの家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。ちんことはおいたが、パロの役人できないまだが、おりのほかは、何をというないが、おり、これでは、おり、これでは、おり、これでは、おり、これでは、大きないので、これでは、「ない」というない。

外にのがれ出ました」。「<彼女はその着物をかたわらにたしが声をあげて叫ぶのを聞くと、着物をわたしの所に残たしが声 で家の中の何をも顧みず、その持ち物をみなわたしの手にゆだヨセフは拒んで、主人の妻に言った、「御主人はわたしがいるの主人の妻はヨセフに目をつけて言った、「わたしと寝なさい」。<」」。 - ある日ヨセフが務をするために家にはいった時、セフは聞きいれず、彼女と寝なかった。また共にい きましょう」。「〇彼女は毎日ヨセフに言い寄ったけれども、 せん。 ねられました。ヵこの家にはわたしよりも大いねられました。ヵこのタメミ はわたしよりも大い さてヨセフは姿がよく、 て、主人の帰って来るのを待った。 しの所にはいったので、わたしは大声で叫びました。 エー 彼は とは、わたしたちに戯れます。 てわたしはこの大きな悪をおこなって、 れませんでした。 も 顧さ みなかった。 顔が美しかっ 彼はわたしと寝ようとして、わた | セそして彼女は次のように 着物をわたしの所に残し また共にいなかった。 た。 七 れらの 事 Ò

所に残して外にのがれました」。 した。「<わたしが声をあげて叫んだので、 主人に告げた、「あなたがわたしたちに連れてこられたヘブル しもべはわたしに戯れようとして、 んので、彼は着物をわたしのわたしの所にはいってきま  $\mathcal{O}$ 

が

で、彼はそこでするすべての事をおこなった。三番な屋番は彼の就屋番は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手にゆだねたのはくやほん、こくやはんだった。 主人は彼を捕えて、王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうとは、かれ、とら、「おう」とうじん。このそしてヨセフのた」と告げる言葉を聞いて、激しく怒った。このそしてヨセフの。 て彼にいつくしみを垂れ、獄屋番の恵みをうけさせられた。三のれてヨセフは獄屋の中におったが、三主はヨセフと共におられしてヨセフは獄屋の中におったが、三十年はヨセフと共におられ - 丸主人はその妻が「あなたのしもべは、 られたからである。 手にゆだねた事はいっさい顧みなかった。主がヨセフと共にお 主は彼のなす事を栄えさせられた。 わたしにこんな事をし

## 第四〇·

役の長と料理役の長に向かって行い。 侍衛 長の家の監禁所、すやく ちょう りょうりゃく ちょう む いきどお じえいちょう いえ かんきんじょ エジプト王に罪を犯した。ニパロはふたりの役人、すなわち給仕エジプト王に罪を犯した。ニパロはふたりの役人、すなわち給仕これらの事の後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君 これらの事の後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君 フに命じて彼らと共におらせたので、 なわちヨセフがつながれ 7 彼らは監禁所で幾日かを過ごした。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚ヵヹて獄屋につなれ ている獄屋に入れた。四侍衛長はヨ ヨセフは彼らに仕えた。 セ

れたら、 た給仕役の長はその夢をヨセフに話して言った、「わたしが見た、 \$#\$^\$\right{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\}\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{ どうの木に三つの枝があって、芽を出し、花が咲き、ぶどうのふ 夢で、わたしの前に一本のぶどうの木がありました。□○そのぶ 彼らは言った、「わたしたちは夢を見ましたが、解いてくれる者が、「どうして、きょう、あなたがたの顔色が悪いのですか」。^^ て見ると、彼らは悲しみに沈んでいた。ゎそこでヨセフは自分とれぞれ意味のある夢を見た。<ヨセフが朝、彼らのところへ行っれぞれ意味のある。 またここでもわたしは地下の獄屋に入れられるような事はしなぁわたしは、実はヘブルびとの地からさらわれてきた者です。 をささげられるでしょう。 口はあなたの頭を上げて、あなたを元の役目に返すでしょう。はこうです。三つの枝は三日です。三今から三日のうちにパ 口の手にささげました」。ニョセフは言った、「その解き明かしたしはそのぶどうを取り、それをパロの杯にしぼり、その杯をパ さが熟しました。こ時にわたしの手に、パロの杯があって、 がいません」。ヨセフは彼らに言った、「解くことは神によるのダネ゚ 一緒に主人の家の監禁所にいるパロの役人たちに尋ねて言いのしょうしょう。 しの事をパロに話して、この家からわたしを出してください。こ あなたはさきに給仕役だった時にされたように、 れたエジプト王の給仕 わたしを覚えていて、どうかわたしに恵みを施し、わた 仕役と料理役のふたりは一 一四それで、あなたがしあわせになら パロの手に杯できながま のうちにそ わ

かったのです」。

「木料理役の長はその解き明かしの良かったのを見て、ヨセフに言った、「わたしも夢を見たが、白いパンのかごが三つ、わたし。」
「本料理役の長はその解き明かした。」
「おたしも夢を見たが、白いパンのかごが三つ、わたし。」
「おいらそれを食べていた」。「ハヨセフは答えて言った、「その解さ明かしはこうです。三つのかごは三日です。「カ今から三日き明かしはこうです。三つのかごは三日です。「カ今から三日き明かしはこうです。三つのかごは三日です。「カ今から三日が多来のためにふるまいを設け、家来のうちの給仕役の長の頭を上げた。」「なわちパロは給せ役の長の頭を上げた。」「なわちパロは給仕役の長の頭を上げた。」「なわちパロは給仕役の長の頭を上げた。」」はいまで、から、からはパロの誕生日であったので、パロはすべてのおった。「その解きゅうとく ちょう またま また かんパロは料理役の長を本に掛けた。ヨセフが彼らに解き明かしパロは料理役の長を本に掛けた。ヨセフが彼らに解き明かしたとおりである。「三ところが、給仕役の長はヨセフを思い出さず、忘れてしまった。

#### **界匹一章**

雌牛が上がってきて葦を食っていた。三その後、また醜い、やせゅうしょりていた。ニすると、その川から美しい、肥え太った七頭の立っていた。ニすると、その川から美しい、肥え太った七頭の「二年の後パロは夢を見た。夢に、彼はナイル川のほとりに「二年なり。

見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、三そこに侍衛 長のしき 禁禁所にお入れになった時、二 わたしも彼も一夜のうちに夢をいますが、 とき かんぎんじょ かって 憤り、わたしと 料理役の長とを 侍衛 長の かっちに 向かって 憤り、わたしと 料理役の長とを 侍衛 長の えのらに 向かって 憤り、わたしと 料理役の長とを けれいもく ういう、自分のあやまちを思い出しました。10かつてパロがしもべう、自分のあやまちを思い出しました。10かつてパロがしもべ 細った他は に話したところ、彼はわれわれの夢を解き明かし、その夢によった。はないで、ひとりの若いヘブルびとがわれわれと共にいたので、彼もべで、ひとりの若いヘブルびとがわれわれと共にいたので、彼れ 重彼はまた眠って、再び夢を見た。夢に、一本の茎に太った良いがれ ませい ふたた ゆめ み ゆめ ほん くぎ ふと よい 肥えた七頭の雌牛を食いつくした。ここでパロは目が覚めた。こ n そのとき給仕役の長はパロに告げて言った、「わたしはきよ げたが、これをパロに解き明かしうる者がなかった。 のすべての魔術師とすべての知者とを呼び寄せ、彼らに夢を告 た。<朝になって、パロは心が騒ぎ、人をつかわして、エジプト の穂が出てきて、セそのやせた穂が、あの太って実った七つの穂は一ての穂が出てきた。<その後また、やせて、東風に焼けた七つの穂が出てきた。<その後また、やせて、東風に焼けた七つ 雌牛のそばに立ち、四その醜い、やせ細った雌牛が、あの美しい、。。。」 て、 をのみつくした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であっ たとおりになって、 それぞれ解き明 の七 頭き の 雌牛が川から上がってきて、 パロはわたしを職に返し、彼を木に掛けられ かしをしました。こそして彼が解き明かし の岸にい

で彼を地下の獄屋から出した。ヨセフは、ひげをそり、着物をしていますが、 さくや だくり これ そこでパロは人をつかわしてヨセフを呼んだ。 人々は急い

東風に焼けた実の入らない七つの穂は七年のききんです。 であっと たい とがってきた七頭のやせた醜い雌牛は七年とに続いて、上がってきた七頭のやせた醜い雌牛は七年でよ。 七つの良い穂も七年で、夢は一つです。 三世のうしょうとすることをパロに示されたのです。 三、七頭の良らしようとすることをパロに示されたのです。 三、七頭の良らしようとすることをパロに示されたのです。 三、七頭の良らしようとすることをパロに示されたのです。

こもあ で、

(V か

Ξ

セフはパ

口に言った、「パロ

え太った、美しい七頭の雌牛が上がってきて葦を食っていた。こうと、「夢にわたしは川の岸に立っていた。こへその川から肥神がパロに平安をお告げになりましょう」。これパロはヨセフに常 こよご見とことがない。10ところがそのやせた醜い雌牛が、初上がってきた。わたしはエジプト全国で、このような醜いものられての名。あたい。 からしな まっしょ せんじん このような 醜いもの 東風に焼けた七つの穂が出てきたが、エロロそのやせた穂が、あのいます。 に七つの実った良い穂が出てきた。エロロその後、やせ衰えて、に七つの実った良い穂が出てきた。エロロそのやせた穂が、あの茎でわたしは目が覚めた。 Ξロわたしはまた夢をみた。 一本の茎でわたしは目が覚めた。 Ξロトレはまた夢をみた。 一本の茎 腹にはいった事が知れず、やはり初めのように醜かった。ここじ、めの七頭の肥えた雌牛を食いつくしたが、三腹にはいっても、きだ見たことがない。三ところがそのやせた醜い雌牛が、初をまだ見たことがない。三ところがそのやせた醜い雌牛が、初 れその後、弱く、非常に醜い、やせ細った他の七頭の雌牛がまた のも、よう のじょう みにく ほそ た とう ゆうし たしにそのわけを示しうる者はなかった」。七つの良い穂をのみつくした。わたしは魔術師に話したが、わ ヨセフはパロに答えて言った、「いいえ、わたしではありません。 白えてパロの )は夢を見たが、これを解き明かす者がない。聞くところにい。 ^\* あなたは夢を聞いて、 のもとに行った。」ヨパロはヨセフに言った、 解き明かしができるそうだ」。 ロの夢は一つです。 七頭の良なの良なれ ゎ

に言った、「」 食糧を彼らに集めさせ、穀物を食糧として、パロの手で町々に食物の五分の一を取り、三番続いて来る良い年々のすべての国の産物の五分の一を取り、三番続いて来る良い年々のすべてのして国中に監督を置き、その七年の豊作のうちに、エジプトの国を治めさせなさい。三四パロはこうを尋ね出してエジプトの国を治めさせなさい。三四パロはこうをされるからです。三三それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人をされるからです。三三それゆえパロは今、さとく、かつ賢い人 られたのは、この事が神によって定められ、神がすみやかにこれちて記憶された。 ちで記憶されなくなるでしょう。WIII パロが二度重ねて夢を見るで表に来るそのききんが、非常に激しいから、その豊作は国のういます。 ジプトの国で忘れられて、そのききんは国を滅ぼすでしょう。 豊作があり、三〇その後七年のききんが起り、 とく賢い者はない。 ような人を、ほかに見いだし得ようか」。゠゙゙゙゙゙゙ そこでパロは家来たちに言った、「われわれは神の霊をもつこの Et この事はパロとそのすべての家来たちの目にかなっ この国はききんによって滅びることがないでしょう」。 に臨む七年のききんに備えて、この国のためにたくわえとなったくわえ守らせなさい。 〓< こうすれば食 糧は、エジプトのたくわえま ことをパ 王がわ わ の 位 続 たしの民はみなあなたの言葉に従うでしょう。 たしがパロに申し上げたように、 でだけあなたにまさる」。 口に示されたのです。 神がこれを皆あなたに示された。 四〇 あなたはわたしの家を治めてください きんが起り、その豊作はみな。これエジプト全国に七年の・ 四 神がこれからし パ 口 は 更為 あなたのようにさ またパロはヨセフ E  $\Xi$ わたしはただ エジプトの セフに ようとする 三八 エ

の砂のように、非常に多くたくわえ、量りきれなくなったので、る畑の食糧をその町の中に納めさせた。四ヵヨセフは穀物を海はけいよくりょう。 く集め、その食糧を町々に納めさせた。すなわち町の周囲にあ 四七さて七年の豊作のうちに地は豊かに物を産した。四へそこである。 はん しゅん しゅん きん 四、ヨセフがエジプトの王パロの前に立った時は三十歳であっ ザフナテ・パネアと呼び、オンの祭司ポテペラの娘アセナテを たしはパロである。あなたの許しがなければエジプト全国で、 衣服を着せ、金の鎖をくびにかけ、四三自分の第二の車に彼を乗いふく きょうくぎり しょん だい くるま かれ のてパロは指輪を手からはずして、ヨセフの手にはめ、亜麻布の ヨセフはエジプトの国にできたその七年間の食糧をことごと 妻として彼に与えた。ヨセフはエジプトの国を巡った。゚゚゚ だれも手足を上げることはできない」。四ヵパロはヨセフの名を ト全国のつかさとした。四四ついでパロはヨセフに言った、「わ せ、「ひざまずけ」とその前に呼ばわらせ、こうして彼をエジプ ヨセフはパロの前を出て、エジプト全国をあまねく巡った。 ・に量ることをやめた。 わたしはあなたをエジプト全国のつ 四カヨセフは穀物を海 かさとする」。 四三そし

の地で豊かにせられた」。

全国が飢えた時、民はパロに食物を叫び求めた。 うためにきた。 なったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのもとに穀物を買ますエジプトの国に激しくなった。ませききんが全地に激しくすべての穀倉を開いて、エジプトびとに売った。ききんはます すべての穀倉を開いて、エジプトびとに売った。 あったが、エジプト全国には食物があった。 ヨヨ やがてエジプト たように七年のききんが始まった。そのききんはすべ ਜ਼ エジプトの国にあった七年の豊作が ぱん ほうさく 終り、五四ヨ セフの ての国に

# 第四二

兄弟たちと一緒にやらなかった。 あろう」。三そこでヨセフの十人の兄弟は穀物を買うためにエなさい。そうすれば、われわれは生きながらえて、死を免れるでなさい。 そこへ下って行って、そこから、われわれのため穀物を買ってき 言った、「エジプトに穀物があるということだが、あなたがたは た、「あなたがたはなぜ顔を見合わせているのですか」。゠また ヤコブはエジプトに穀物があると知って、 むすこたちに言

らはオンの祭司ポテペラの娘アセナテが産んだのである。 〒0 ききんの年の来る前にヨセフにふたりの子が生れた。これ

五

ヨセフは長子の名をマナセと名づけて言った、「神がわたしにす

ての苦難と父の家のすべての事を忘れさせられた」。ヨニまた

子の名をエフライムと名づけて言った、「神がわたしを悩み

帰ガが

る。 らである。mこうしてイスラエルの子らは穀物を買おうと人々 に交じってやってきた。カナンの地にききんがあったからであ

て、彼らに言った、「あなたがたは回し者で、この国のすきをうらなかった。ヵヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出しフは、兄弟たちであるのを知っていたが、彼らはヨセフとは知答えた、「食 糧を買うためにカナンの地からきました」。<ヨセジャ りの人の子です。 末の弟は今、父と一緒にいますが、他のひとりらは言った、「しもべらは十二人兄弟で、カナンの地にいるひとら 彼らに向かっては知らぬ者のようにし、荒々しく語った。すなな、彼を拝した。セヨセフは兄弟たちを見て、それと知ったが、し、彼を拝した。セヨセフは兄弟たちを見て、それと知ったが、 を売ることをしていた。ヨセフの兄弟たちはきて、地にひれ伏へときにヨセフは国のつかさであって、国のすべての民に穀物 こわれわれは皆、ひとりの人の子で、真実な者です。 言ったとおり、あなたがはいなくなりました」。 なたがたはこの国のすきをうかがうためにきたのです」。 | 〒 彼れ回し者ではありません」。 | ニョセフは彼らに言った、「いや、あ 回し者ではありません」。ニヨセフは彼らに言った、「いや、サポ サ。゚ え、わが主よ、しもべらはただ食 糧を買うためにきたのです。 こ わち彼らに言った、「あなたがたはどこからきたのか」。彼らは かがうためにきたのです」。1○彼らはヨセフに答えた、「いい てためしてみよう。 あなたがたは回し者です。「ヨあなたがたをこう |四ヨセフは彼らに言った、「わたしが  $\Box$ のいのちにかけて誓います。末の弟 しもべらは

> セフは彼らをみな一緒に三日の間、監禁所に入れた。ちにかけて誓います。あなたがたは確かに回し者です」。 るかどうか、あなたがたの言葉をためしてみよう。 それまであなたがたをつないでおいて、あなたがたに誠実があ がここにこなければ、 ん。┌ゟあなたがたのひとりをやって弟を連れてこさせなさい あなたがたはここを出ることはできま パロ のい  $\Xi$  $\mathcal{O}$

ヨセフが聞きわけているのを知らなかった。相互の間に通訳者れなかった。それで彼の血の報いを受けるのです」。三値らは言ったではないか。それにもかかわらず、あなたがたは聞き入 助かるでしょう。わたしは神を恐れます。 f もしあなたがた 7 三日目にヨセンに名し ( ) まままます。 f もしあなたがた 1 < 三日目にヨセンに名しします。 えて言った、「わたしはあなたがたに、この子供に罪を犯すなとかった。それでこの苦しみに会うのだ」。ニールベンが彼らに答 願った時、その心の苦しみを見ながら、われわれは聞き入れない。とれているというではあれわれは弟の事で罪がある。彼がしきりにきのた、「確かにわれわれは弟の事で罪がある。彼がしきりにを免れるでしょう」。彼らはそのようにした。三 彼らは互にまる。 し、あなたがたは穀物を携えて行って、家族の飢えを救いなさが真実な者なら、兄弟のひとりをあなたがたのいる監禁所に残が真実な者なら、兄弟のひとりをあなたがたのいる監禁所に残 すればあなたがたの言葉のほんとうであることがわかって、死 い。このそして末の弟をわたしのもとに連れてきなさい。そう □ ○ 三日目にヨセフは彼らに言った、「こうすればあなたがたはか。 いたからである。三国ヨセフは彼らを離れて行って泣き、 ってきて彼らと語り、そのひとりシメオンを捕えて、彼らの

せた。ヨセフはこのように彼らにした。穀物を満たし、めいめいの銀を袋に返し、道中の食、料を与えさ穀物を満たし、めいめいの銀を袋に返し、道中の食、料を与えさの前で縛った。ニョそしてヨセフは人々に命じて、彼らの袋に

のことは何事だろう」。

これ 彼らは穀物をろばに負わせてそこを去った。こもそのひとりこれ 彼らは 対対 あった。これ 彼は兄 弟たちに言った、「わたしの銀は 自分の銀があった。これ 彼は兄 弟たちに言った、「わたしの銀は すい ある。 しかも見よ、それは袋の中にある」。そこで彼らは が宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口にが宿で、ろばに飼業をやるため袋をあけて見ると、袋の口に

の身に起った事をことごとく告げて言った、三○「あの国の君は、の身に起った事をことごとく告げて言った、三○「あの国の君は、われわれに荒々しく語り、国をうかがう回し者だと言いました。われわれに荒々しく語り、国をうかがう回し者だと言いました。おり者ではない。三 われわれは彼に答えました、『われわれは真実な者であってき。ひとりはいなくなり、末の弟は今父と共にカナンの地にいる。ひとりはいなくなり、末の弟は今父と共にカナンの地にいる。のとりはいなくなり、末の弟は今父と共にカナンの地にいる。ここその国の君であるその人はわれわれに言いました。『わる』。三三その国の君であるその人はわれわれに言いました、『わる』。三三その国の君であるそがたの真実な者であるのを知って、あなたがたが回し者ではなく、真実な者であるのを知って、あなたがたの兄弟を返し、こく、真実な者であるのを知って、あなたがたの兄弟を返し、こらにこれてきなさい。そうすればあなたがたの兄弟を返し、こく、真実な者であるのを知って、あなたがたの兄弟を返し、こく、真実な者であるのを知って、あなたがたの兄弟を返し、この国であなたがたに取引させましょう』」。

## 第四三章

あなたが弟をわれわれと一緒にやってくださるなら、われわれきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らに言った、「また行って、わきた穀物を食い尽した時、父は彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。ニ彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。ニ彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。ニ彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。ニ彼らがエジプトから携えて「ききんはその地に激しかった。」

罪を負いましよう。こうちょうもうなたの前に置かなかったら、わたしはあなたに対して永久にあなたの前に置かなかったら、わたしはあなたに対して永久にあなたのもとに連れ帰って、 の国の名産を器に入れ、携え下ってその人に贈り物にしなさくに、めいざん うつね い たまざくだ ひと おく ものこ 父子スラエルは彼らに言った、「それではこうしなさい。こうさ <ユダは父イスラエルに言った、「あの子をわたしと一緒にやっ 言ったので、問われるままに答えましたが、その人が、 弟を連いただして、父はまだ生きているか、もうひとりの弟があるかと しよう。 れてこいと言おうとは、どうして知ることができたでしょう」。 のか」。t彼らは言った、「あの人がわれわれと一族とのことを問い ぜ、 かったら、今ごろは二度も行ってきたでしょう」。 を求めなさい。もしわたしが彼をあなたのもとに連れ帰って、 れもあなたも、 てくだされば、 てはならないと言ったのですから」。^イスラエルは言った、「な しかし、もし彼をやられないなら、 は下って行って、 を負いましょう。 1○ もしわれわれがこんなにためらわな もうひとりの弟があるとあの人に言って、わたしを苦しめる あの人がわれわれに、弟が一緒でなければわたしの顔を見からい。 すなわち少しの乳香、少しの蜜、 さい。また袋の口に返してあった銀は持って行って返しあめんどう。こそしてその上に、倍額の銀を手に持ってあった。 ゚ヵわたしが彼の身を請け合います。わたしの手から彼なたも、われわれの子供らも生きながらえ、死を免れまなたも、われわれの子供らも生きながらえ、死を免れま われわれは立って行きましょう。そしてわれわ あなたのために食 われわれは下って行きませ 糧を買ってきましょう。 もつやく、 ふすだ 五

九

てきたのです。三ところが宿に行って袋をあけて見ると、 い、攻め、捕えて奴隷とし、われわれのろばをも奪うのです」。このゆえに、われわれを引き入れたのです。そしてわれわれを襲 連れて行った。「<ところがこの人々はヨセフの家へ連れて行ったの人はヨセフの言ったようにして、この人々をヨセフの家へ - <ヨセフはベニヤミンが彼らと共にいるのを見て、家づかさに れ、 め ○「ああ、 かれたので恐れて言った、「初めの時に袋に返してあったあの」 るように。この人々は昼、わたしと一緒に食事をします」。「もいっとうに、この人々は昼、わたしと一緒に食事をします」。「も 言った、「この人々を家に連れて行き、獣をほふって、したくす ニヤミンとを、 がその人の前であなたがたをあわれみ、もうひとりの兄弟とべ でわれわれはそれを持って参りました。 三 そして食 なさい。 11 立って、またその人の所へ行きなさい。 の 銀は袋の口にあって、銀の重さは元のままでした。それ ほかの銀をも持って下ってきました。 たぶんそれは誤りであったの 返させてくださるように。もしわたしが子を失 だれであるかは分りません」。 こい。|四どうか全能の神がでしょう。| 三 弟も連 三波は言っ われわれの銀を 一五そこでその 糧を買う め 11

| 弟||ベニヤミンを見て言った、「これはあなたがたが前にわたし に話した末の弟ですか」。また言った、「わが子よ、どうか神があばない。」 て彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して言った、「食事がれかれからなり、急いで泣く場所をたずね、へやにはいって泣いた。三 やがい かい ない はいよ がさきに話していたその老人は無事ですか。なお生きながらえ た贈り物をヨセフにささげ、地に伏して、彼を拝した。ニュョセ プトびとはエジプトびと、と別々に席に着いた。 なたを恵まれるように」。 =0 ヨセフは弟なつかしさに心がせま ておられますか」。『、彼らは答えた、「あなたのしもべ、 てその人はこの人々をヨセフの家へ導き、水を与えて足を洗わいる。 に賜わったのです。あなたがたの銀はわたしが受け取りまた。 神、あなたがたの父の神が、あなたがたの袋に入れてあなたがた紫 はヘブルびとと共に食事することができなかった。 にしよう」。三そこでヨセフはヨセフ、彼らは彼ら、 フは彼らの安否を問うて言った、「あなたがたの父、あなたがた | 六さてヨセフが家に帰ってきたので、彼らはその家に携えてき のだと聞き、贈り物を整えて、昼にヨセフの来るのを待った。 た」。そして彼はシメオンを彼らの所へ連れてきた。エロ こうし 「安心しなさい。恐いのない。 また、ろばに飼葉を与えた。これ彼らはその所で食事をするまた、ろばに飼業を与えた。これ彼らはその所で食事をするまた、ろばに飼業を与えた。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 れてはいけません。その宝はあなたが エジプトびと 陪食のエジ それはエジ われわ たの

# 第四四章

ことでは、この人々の袋に、運
ことでは、このではありませんか。あなたがたのした事は悪いことです。これはわたしの主人が飲む時に使い、またいつも占いに用いるものではありませんか。あなたがたのした事は悪いことですが、これはわたしの主人が飲む時に使い、またいつも占いに用いるものではありませんか。あなたがたのした事は悪なといるものではありませんか。あなたがたのした事は悪いことですが、単して、なぜわたしの銀の杯を盗んだのですか。またいついて、彼らに言いなさい、『あなたがたはなぜ悪をもっては、記述のかさに言った、「立って、あの人々のあとを追いなさい。またいついて、彼らに言いなさい、『あなたがたはなぜ悪をもってはない。なぜわたしの銀の杯を盗んだのですか。善言に報いるのですか。なぜわたしの銀の杯を盗んだのですか。あるものではありませんか。あなたがたのした事は悪いことです。

家づかさが彼らに追いついて、これらの言葉を彼らに告げたい。

六

わ

は決してそのようなことはしない。

-を持っ

せ

しょう。どうしてわれわれは身の潔白をあらわし得ましょう。<ユダは言った、「われわれはわが主に何を言い、何を述べ得ましのような人は、必ず占い当てることを知らないのですか」。「 た。三家づかさは年上から捜し始めて年下に終ったが、「杯はは、めいめい急いで袋を地におろし、ひとりひとりその袋を開いらなければならない。ほかの者は無罪です」。二 そこで彼ららなければならない。ほかの者は無罪です」。二 そこで彼ら 言葉のようにしよう。 杯の見つかった者はわたしの奴隷とななりましょう」。10家づかさは言った、「それではあなたがたの ら銀や金を盗みましょう。ヵしもべらのうちのぎぇ。きょ。 所に持ち帰ったほどです。どうして、われわれは御主人の家かせん。< 袋の口で見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのせん。< が見つかっても、その者は死に、またわれわれはわが主の奴隷とら銀や金を盗みましょう。ヵしもべらのうちのだれの所でそれら、ポープを表す。 神がしもべらの罪をあばかれました。 は彼らに言った、「あなたがたのこのしわざは何事ですか。わた。 ベニヤミンの袋の中にあった。こそこで彼らは衣服を裂き、 おそこにいたので、 われるのですか。 四ユダと兄弟たちとは、 おの、 彼らは言った、「わが主は、どうしてそのようなことを言い ろばに荷を負わせて町に引き返した。 共にわが主の奴隷となりましょう」。「セヨセフは しもべらは決してそのようなことは 彼らはその前で地にひれ伏した。「ヨヨセフかれ ヨセフの家にはいったが、 われわれと、 杯を持って ヨセフが な お

> 者は安全に父のもとへ上って行きなさいている者だけがわたしの奴隷とならなけ 奴隷とならなけれ ばならない。 ほ か

> > 0

で、このわれわれはわが主に言いました、『われわれには老齢の父もべらに尋ねて、『父があるか、また弟があるか』と言われたのでくたさり、また,と III しかし、あなたはしもべらに言われました、『末の弟が一緒にれることができません。もし父を離れたら父は死ぬでしょう』。 者をわたしの所へ連れてきなさい。わたしはこの目で彼を見よせのいます』。三 その時あなたはしもべらに言われました、『その う。末の弟が一緒でなければ、 るように』と言ったので、≒われわれは言いました、『われわ て、わが主の言葉を彼に告げました。これところで、父が『おできない』。こ四それであなたのしもべである父のもとに上 下ってこなければ、おまえたちは再びわたしの顔を見ることは、 う』。三われわれはわが主に言いました。『その子供は父を離 の子で残っているのは、ただこれだけですから父はこれを愛しがあり、また年寄り子の弟があります。その兄は死んで、同じ母があり、また年寄り子の弟があります。 でください。 でください。あなたはパロのようなかたです。「ヵわが主はしわが主の耳にひとこと言わせてください。しもべをおこらない - ^ この時ユダは彼に近づいて言った、「ああ、 は下って行けません。 えたちは再び行って、 ん』。こあなたのしもべである父は言いました、『 われわれのために少しの食 し末の弟が一緒であれば行きましよ あの人の顔を見ることができま わが、 糧を買ってく 主ゅ おまえたち ょ どうぞ 『おま つ

とができましょう。父が災に会うのを見るに忍びません」。この子供を連れずに、どうしてわたしは父のもとに上り行くこ が一緒にいなかったら、どうなるでしょう。父の魂は子供の魂ょうのしもべである父のもとに帰って行くとき、もしこの子供なたのしもべである父のもとに帰って行くとき、もしこの子供いる。 たしから取って行って、彼が災に会えば、おまえたちは、 どうか、しもべをこの子供の代りに、わが主の奴隷としてとどま しは父に対して永久に罪を負いましょう』と言ったのです。 しわたしがこの子をあなたのもとに連れ帰らなかったら、 に結ばれているのです。三 この子供がわれわれと一緒にいな のわたしを悲しんで陰府に下らせるであろう』。三つわたしがあ 今になっても彼を見ない。これもしおまえたちがこの子をもわいま とりは外へ出たが、きっと裂き殺されたのだと思う。わたしは らせ、この子供を兄弟たちと一緒に上り行かせてください、国四 いのを見たら、父は死ぬでしょう。 知っているとおり、 妻はわたしにふたりの子を産んだ。 そうすればしもべらは、あな しらが 六ひ わた Ξ

#### 第匹五章

制しきれなくなったので、「人は皆ここから出てください」と呼ば、そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で、自分を「そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で、じょん

年の間は耕すことも刈り入れることもないでしょう。t神は、あれたのです。<この二年の間、国中にききんがあったが、なお五神は命を救うために、あなたがたよりさきにわたしをつかわさか。こここに売ったのを嘆くことも、悔むこともいりません。たしをここに売ったのを嘆くことも、悔むこともいりません。 彼らが近寄ったので彼は言った、「わたしはあなたがたの弟 ヨッカス まから かん まから 四 ヨセフは兄 弟たちに言った、「わたしに近寄ってください」。 声をあげて泣いた。エジプトびとはこれを聞き、パロの家もこた時、ひとりも彼のそばに立っている者はなかった。ニヨセフは ゴ から、 たがたの命を助けるために、わたしをあなたがたよりさきにつ なたがたのすえを地に残すため、また大いなる救をもってあ セフです。あなたがたがエジプトに売った者です。五しかしわ とができなかった。彼らは驚き恐れたからである。 す。父はまだ生きながらえていますか」。兄弟たちは答えるこ れを聞いた。ヨヨセフは兄弟たちに言った、「わたしはヨセフで ばわった。それゆえヨセフが兄弟たちに自公はわった。それゆえヨセフが兄弟たちには が、こう言いました。神がわたしをエジプト全国の主とされた たがたは父のもとに急ぎ上って言いなさい、『あなたの子ョセフ 全家の主とし、またエジプト全国のつかさとされました。ヵあなぜんか、しゅ あなたがたではなく、神です。 かわされたのです。^それゆえわたしをここにつかわしたのは センの地に住み、あなたも、あなたの子うら、繋こうら、ゥロヒーンら、ためらわずにわたしの所へ下ってきなさい。このあなたは、゚ロールのよう、メヒールのよう、トールのよう。ドルールのよう。ドルールのよう 神はわたしをパロの父とし、その 分のことを明 かし

をききんはなお五年つづきますから、あなたも、家族も、その他のものもみな、わたしの近くにおらせます。こも中も、その他のものもみな、わたしはそこで養いましょう』。」 まっとがたと弟 ベニヤミンが目に見るとおり、あなたがたはエロずから語っているのはこのわたしです。こ あなたがたはエロずから語っているのはこのわたしです。こ あなたがたはエロずから語っているのはこのわたしです。こ あなたがたはエロずから語っているのはこのわたしです。こ あなたがたはエロずから語っているのはこのわたしです。こ あなたがたはエロずから語っているのはこのわたしです。こ あなたがたはエロずからさい。 ローそしてヨセフは弟 ベニヤミンが目に見るとおり、あなたがたはエロずから話っているのはこのわたしです。 ままたヨセフにはすべての兄弟たちに口づけし、彼らを抱いて泣いた。そしてはすべての兄弟たちに口づけし、彼らを抱いて泣いた。そしてはすべての兄弟たちに口づけし、彼らを抱いて泣いた。こ も中も、その他のものもみな、わたしの近くにおらせます。こも中も、その他のものもみな、わたしの近くにおらせます。こも中も、その他のものもみな、わたしの近くにおらせます。こも中も、その他のものもみな、わたしの近くにおらせます。こ

ジプトの地の良い物を与えます。あなたがたは、この国の最もを連れてわたしのもとへきなさい。わたしはあなたがたに、エ 良いものを食べるでしょう』。「ヵまた彼らに命じなさい、『あな』 なさい。 に聞えたので、パロとその家来たちとは喜んだ。「モパロはヨセ | 大時に、「ヨセフの兄弟たちがきた」と言ううわさがパロ たがたは、こうしなさい。幼な子たちと妻たちのためにエジプ フに言った、「兄弟たちに言いなさい、『あなたがたは、こうし ŧ 地から車をもって行き、 れてはなりません。 0) 獣に荷を負わせてカナンの地へ行き、「へ父と家族とける。」 だからです』 エジプト全国の良い物は、 父を連れてきなさい。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財に心がない。この家財にいいる。 あなたが L の 家ぇ

## 第四六章

ブよ」。彼は言った、「ここにいます」。三神は言われた、「わたし夜の幻のうちにイスラエルに語って言われた、「ヤコブよ、ヤコシバに行って、父イサクの神に犠牲をささげた。ニこの時、神は・ガスラエルはその持ち ste ことごとく携えて旅立ち、ベエルーイスラエルはその持ち ste

ある。 ハイスラエルの子らでエジプトへ行った者の名は次のとおりでは、イスラエルの子らでエジプトへ行った者のない。 れらと娘デナとはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子らムロン。」四ゼブルンの子らはセレデ、エロン、ヤリエル。」まこ ゼラ。エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレヅの子らはヘコハテ、メラリ。ニュダの子らはエル、オナン、シラ、ペレヅ、 ヅロンとハムル。 Ξ イッサカルの子らはトラ、プワ、ヨブ、シ カナンの女の産んだ子シャウル。ニレビの子らはゲルション、 ベン。ヵルベンの子らはハノク、パル、ヘヅロン、カルミ。 メオンの子らはエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル及び すなわちヤコブとその子らであるが、ヤコブの長子はル その子らと娘らは合わせて三十三人。「木ガドの子ら ハギ、 シュニ、 エヅボン、 エリ、 アロデ、 アレリ。 。 -シ

に、イスラエルはヨセフに言った、「あなたがなお生きていて、わに、イスラエルはヨセフに言った、「あなたがなお生きていて、わりは車を整えて、父イスラエルを迎えるためにゴセンに上り、父おりと言わせた。 そして彼らはゴセンの地へ行った。 ニュヨセコ・さてヤコブはユダをさきにヨセフにつかわして、ゴセンで会

しの所へきました。三ここの者らは羊を飼う者、家畜の牧者で、う、『カナンの地にいたわたしの兄弟たちと父の家族とがわたう、『カナンの地にいたわたしの兄弟たちと父の家族とがわた きょうだい ちち ゕモく たしはあなたの顔を見たので今は死んでもよい」。 たしはあなたのがお みいまし あなたがたはゴセンの地に住むことができましょう。羊飼はわれも、われわれの先祖もそうです』と言いなさい。そうすれば があなたがたを召して、『あなたがたの職、業は何か』と言われた その羊、牛および持ち物をみな携えてきました』。 ら、『『しもべらは幼い時から、ずっと家畜の牧者です。 兄弟たちと父の家族とに言った、「わたしは上ってパロに言おいまうだ。 われわれの先祖もそうです』と言いなさい。 エジプトびとの忌む者だからです」。 。三もしパロ 三 ヨセフは われ

七

#### 第四 七

- ヨセフは行って、パロに言った、「わたしの父と兄弟たち、 牧草がないのです。どうかしもべらをゴセンの地に住ませてくぼくそう 「あなたがたの職、業は何か」。彼らはパロに言った、「しもべら行って、パロに会わせた。』パロはヨセフの兄弟たちに言った、「 \*\*\* くに、『『『『『『』 に、 には羊を飼う者です。われわれも、われわれの先祖もそうです」。 彼らはまたパロに言った、「この国に寄留しようとしてきまし カナンの地はききんが激しく、 しもべらの群れのための そ

> ゴセンの地に彼らを住ませなさい。もしあなたが彼らのうちに地の最も良い所にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。があなたのところにきた。☆エジプトの地はあなたの前にある。があなたのところにきた。☆エジプトの地はあなたの前にある。 有能な者があるのを知っているなら、 つかさどらせなさい」。 ださい」。ェパロ はヨセフに言った、「あなたの父と兄弟たちと その者にわたしの家畜を

ん」。このヤコブはパロを祝福し、パロの前を去った。ニョセフで、わたしの先祖たちのよわいの日と旅路の日には及びませは、百三十年です。わたしのよわいの日はわずかで、ふしあわせ ブはパロを祝福した。<パロはヤコブに言った、「あなたの年は したがい、 た。 いくつか」。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ゕヤコブはパロに言った、「わたしの旅路のとしつき そこでヨセフは父ヤコブを導いてパロ こまたヨセフは父と兄弟たちと父の全家とに、家族の数に、。 食物を与えて養った。 の前に立たせた。 ヤ

でヨセフは人々が買った穀物の代金としてエジプトの国とカナエジプトの国もカナンの国も、ききんのために衰えた。「四それ こうしてエジプトの国とカナンの国に銀が尽きたとき、 ンの国にあった銀をみな集め、 |= さて、ききんが非常に激しかったので、 トびとはみなヨセフのもとにきて言った、 その銀をパロの家に納めた。「五 全地に 「食物をください 食物がなく、

そ 0)

田地を売らなか

ったからである。

Ξ

ヨセフは民に

祭司にはパロの給与があって、

た。 ニ そしてヨ

ではパロの給与があって、パロが与える給与で生活していてはパロの給与があって、パロが与え、 きゅうよ せいかった を奴隷とした。 三 ただ祭司の田地は買い取らなかった。 ニ そしてヨセフはエジプトの国 境のこの端からかの端ま 田畑を売ったからである。こうして地はパロのものとなっ

取った。ききんがエジプトびとに、きびしかっ

no そこでヨセフはエジプト

の田地をみなパロ

たので、

80 いめ

Ñ (V

その田畑を売ったからである。

買ってください。われわれは田地と一緒にパロの奴隷となりまんでよいでしょう。われわれと田地とを食物と引き替えでわれのからだと田地のほかはわが主のものになって、われわれのからだと田地のほかはわが主のものになって、われまたヨセフの所へきて言った、「わが主には何事も隠しません。またヨセフの所へきて言った、「わが主には何事も隠しません。またヨセフの所へきて言った、「わが主には何事も隠しません。 え、 食物で彼らを養った。「<やがてその年は暮れ、次の年、人々はいまくまった。こうして彼はその年、すべての家畜と引き替えたわたした。こうして彼はその年、すべての家畜と引き替えた 馬と羊の群れと牛の群れ及びろばと引き替えで、食物を彼らにう。 1+ 彼らはヨセフの所へ家畜をひいてきたので、ヨセフはが尽きたのなら、あなたがたの家畜と引き替えで食物をわたそが尽き しよう。 死を免れて、 きたのなら、あなたがたの家畜と引き替えで食物をしたヨセフは言った、「あなたがたの家畜を出しなさ 尽きたからとて、 また種をください。そうすればわれわれは生きながら 田地も荒れないでしょう」。 どうしてあなたの 年、すべての家畜と引き替えた 前 で死んでよ 1のために買 食物をわたそ で U

を自分のものとして田畑の種とし、自分と家族の食糧とし、

しぶん
たはた
たはた
たな
とい。 三四収穫の時は、その五分の一をパロに納め、五分の セフはエジプトの田地について、収穫の五分の一をパロに納います。 われの命をお救いくださった。どうかわが主の前に恵みを得さた子供の食 糧としなさい」。 宝 彼らは言った、「あなたはわれ 祭司の田地だけはパロのものとならなかった。 ることをおきてとしたが、それは今日に及んでいる。 せてください。われわれはパロの奴隷になりましょう」。 て、 言った、「わたしはきょう、 パロのものとした。 あなたがたに種をあげるから地にま あなたがたとその田 n地とを買 V 그 크 取と 8 ま 几

財産を得、 あった。 で十七年生きながらえた。ヤコブのよわいの日 こせさてイスラエルはエジプトの国でゴセンの地に 子を生み、大いにふえた。「<ヤコブはエジプトの は百四・ 住す み、 干 ァトの 国に で Ė で

をわたしのももの下に入れて誓い、親切と誠実とをもってわた言った、「もしわたしがあなたの前に恵みを得るなら、どうか手「ネイスラエルは死ぬ時が近づいたので、その子ヨセフを呼んで ないでください。 たしをエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくださ しを取り扱ってください。 コブがまた、「わたしに誓ってください」と言ったので、 ヨセフは言った、 ■○わたしが先祖たちと共に眠るときには、 「あなたの言われたようにいたします」。 どうかわたしをエジプトには葬ら わ

は誓った。 イスラエルは床のかしらで拝んだ。

## 第四

後の子孫に与えて永久の所有とさせる』。mエジプトにいるあのち しそん また そいぎゅう しょゆう ふやし、おまえを多くの国民としよう。また、この地をおまえの う。
もわたしがパダンから帰って来る途中ラケルはカナンの地 なります。しかし、その嗣、業はその兄弟の名で呼ばれるでしょす。 < ただし彼らの後にあなたに生れた子らはあなたのものと 行く道のかたわらに彼女を葬った」。紫陽たりがあった。わたしはエフラ なたの所にわたしが来る前に、エジプトの国で生れたあなたの に告げる者があったので、彼はふたりの子、マナセとエフライム これらの事の後に、「あなたの父は、いま病気です」とヨセフ で死に、わたしは悲しんだ。 マナセとはルベンとシメオンと同じようにわたしの子としま ふたりの子はいまわたしの子とします。 すなわちエフライムと て、四言われた、『わたしはおまえに多くの子を得させ、 セフがあなたのもとにきました」と言ったので、イスラエルは努 とを連れて行った。三時に人がヤコブに告げて、「あなたの子ヨ わたしはエフラタ、 そこはエフラタに行くまでには、な すなわちベツレヘムへ おまえを

祝

取ってイスラエルの右の手に向かわせ、ふたりを近寄らせた。これってイスラエルの左の手に向かわせ、マナセを左の手に取り出し、地に伏して拝した。こヨセフはエフライムを右の手取り出し、地に伏して拝した。こヨセフは彼らをヤコブのひざの間からくださった」。こそこでヨセフは彼らをヤコブのひざの間からくださった」。 四すると、イスラエルは右の手を伸べて弟エフライムの頭に置 レックヘラヘ いとさらそのように手を置いたのである。 | 虱 そしてヨセフをとさらそのように手を置いたのである。 | 虱 そしてヨセフを に近寄らせたので、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。! そ き、左の手をマナセの頭に置いた。マナセは長子であるが、こ。 は思わなかったのに、神はあなたの子らをもわたしに見させて してイスラエルはヨセフに言った、「あなたの顔が見られようと 老齢のゆえに、かすんで見えなかったが、ヨセフが彼らを父の所含され、わたしに祝福させてください」。 10 イスラエルの目は さった子どもです」。父は言った、「彼らをわたしの所に連れて だれですか」。ヵヨセフは父に言った、「神がここでわたしにくだ <ところで、イスラエルはヨセフの子らを見て言った、 福して言った、 「これ

この子供たちを祝福してください。 彼らによって唱えられますように

なる またわが名と先祖アブラハムとイサクの名とがなった。 | \*\* すべての災からわたしをあがなわれたみ使よ、 「わが先祖アブラハムとイサクの仕えた神』 れてからきょうまでわたしを養われた神

となるであろう。しかし弟は彼よりも大いなる者となり、そのとなるであろう。しかし弟は彼よりも大いなる者となり、その ださい」。「ヵ父は拒んで言った、「わかっている。子よ、わたし 彼らを祝福して言った、ポ 子孫は多くの国民となるであろう」。こ0こうして彼はこの日、 にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなる者 て不満に思い、父の手を取ってエフライムの頭からマナセの頭。 はありません。こちらが長子です。その頭に右の手を置いてく へ移そうとした。「<そしてヨセフは父に言った、「父よ、そうで セヨセフは父が右の手をエフライムの頭に置いているのを見 みず て また彼らが地の上にふえひろがりますように」。

し、神はあなたがたと共におられて、あなたがたを先祖の国に導工ルはまたヨセフに言った、「わたしはやがて死にます。しか このように、彼はエフライムをマナセの先に立てた。三イスラ 多くあなたに与える。これはわたしがつるぎと弓とを持ってア紫 き返されるであろう。三なおわたしは一つの分を兄弟よりもかえ モリびとの手から取ったものである」。 エルはまたヨセフに言った、「わたしはやがて死にます。 人を祝福して言うであろう 「あなたを指して、イスラエルは、 またマナセのごとくにせられるように』」。 "神があなたをエフライムのごとく、

> ヤコブはその子らを呼んで言った、「集まりなさ ミルベンよ、あなたはわが長子、 ニヤコブの子らよ、集まって聞け。 父イスラエルのことばを聞け。 あなたがたの上に起ることを、告げましょう、 \ <u>`</u> 後ち

の 日<sub>で</sub>

に、

ほしいままに雄牛の足の筋を切った。ならは怒りに任せて人を殺し、おりに任せて人を殺し、おりに連なるな。なったが強え、彼らのつどいに連なるな。なったが強よ、彼らの会議に臨むな。 威光のすぐれた者、かかめい、わが力のいます。 ああ、 せ彼らの怒りは、 ヨシメオンとレビとは兄弟。 あなたは父の床に上って汚した。もはや、すぐれた者ではあり得ない。 彼らのつるぎは暴虐の武器。 しかし、沸き立つ水のようだから、 あなたはわが寝床に上った。 わが力のはじめ 権力のすぐれた者。

四

彼らの憤りは、 たしは彼らをヤコブのうちに分け、 はなはだしいゆえにのろわれる。 激しいゆえにのろわれ

彼は雄じしのようにうずくまり、かが子よ、あなたは獲物をもって上って来る。 舟の泊まる港となって、 彼はその衣服をぶどう酒で洗い、
れればないがない。
というであれてつなぐ。
その雌ろばの子を良きぶどうの木につなぐ。 雌じしのように身を伏せる。 父の子らはあなたの前に身をかがめるであろう。 その境はシドンに及ぶであろう。 I II ゼブルンは海べに住み、 その歯は乳によって白い。 三その目はぶどう酒によって赤く、 その着物をぶどうの汁で洗うであろう。 こ 彼はそのろばの子をぶどうの木につなぎ もろもろの民は彼に従う。 シロの来る時までに及ぶであろう。 立法者のつえはその足の間を離れることなく、 10つえはユダを離れず、 だれがこれを起すことができよう。 ヵユダは、 あなたの手は敵のくびを押え、 ハユダよ、兄弟たちはあなたをほめる。 ししの子。

イスラエルのうちに散らそう。

いずみここヨセフは実を結ぶ若木、

泉のほとりの実を結ぶ若木。

その枝は、かきねを越えるであろう。

彼は美しい子じかを生むであろう。 ニ ナフタリは放たれた雌じか、

すべきところに従って、彼らおのおのを祝福した。 エス 彼はまれは彼らの父が彼らに語り、彼らを祝福したもので、彼は祝福 た彼らに命じて言った、「わたしはわが民に加えられようとして。^^ その兄弟たちの君たる者の頭の頂に帰する。これらの祝福はヨセフのかしらに帰し、永久の丘の賜物にまさる。 彼を射、 イスラエルの岩なる牧者の名により、これはヤコブの全能者の手により、 これ、あなたの父の祝福は永遠の山の祝福にまさり、これあなたの父の祝福は永遠の山の祝福にまさり、 乳ぶさと胎の祝福をもって、 下に横たわる淵の祝福、また上なる天の祝福、 彼の腕は素早い。 Im しかし彼の弓はなお強く、 夕にその分捕物を分けるであろう」。 朝にその獲物を食らい、 これベニヤミンはかき裂くおおかみ、 あなたを恵まれる全能者による。 In あなたを助ける父の神により、 彼をいたく悩ました。 そしてこ

> を床におさめ、息絶えて、その民に加えられた。 を床におさめ、息絶えて、その民に加えられた。 を床におさめ、息絶えて、その民に加えられた。 を床におさめ、息絶えて、その民に加えられた。

III 射る者は彼を激しく攻め、

# 第五〇章

いた墓に葬ってください」。それで、どうかわたしを上って行いた墓に葬ってください。ま『わたしの父はわたしに誓わせて言いました。薬を塗るにはこれほどの日数を要するのである。エジプトびとは七十日の間、彼のために泣いた。 薬を塗るにはこれほどの日数を要するのである。エジプトびとは七十日の間、彼のために泣いた。 「今もしわたしがあなたがたの前に恵みを得るなら、どうかパロに伝えてください。ま『わたしの父はわたしに誓わせて言いました「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置た「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置た「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置た「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置た「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置た「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置いました「わたしばやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って置た「わたしはやがて死にます。カナンの地に、わたしが掘って行きない」。それで、どうかわたしを上って行いた墓に葬ってください」。それで、どうかわたしを上って行いた。これでは、どうかわたしを上って行いた。

ことによるとわれわれを憎んで、

われわれが彼にしたすべての

の打ち場の嘆きを見て、「これはエジプトびとの大いなる嘆き間 父のために嘆いた。ニ その地の住 民、カナンびとがアタデ て、そこで大いに嘆き、非常に悲しんだ。そしてヨセフは七日のた。10彼らはヨルダンの向こうのアタデの打ち場に行き着いと騎兵も彼と共に上ったので、その行列はたいそう盛んであっきた。から、とも、のほ あった。ただ子供と羊と牛はゴセンの地に残した。ヵまた戦車長老たち、Aヨセフの全家とその兄弟たち及びその父の家族できょう。^^ 家来たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のもろもろのために上って行った。彼と共に上った者はパロのもろもろののほ ナンの地へ運んで行って、マクペラの畑のほら穴に葬った。こ これはヨルダンの向こうにある。こヤコブの子らは命じられ 一緒に上った者と共にエジプトに帰った。いっしょのほしょのとものとも ンから畑と共に買って、所有の墓地としたものである。 だ」と言ったので、その所の名はアベル・ミツライムと呼ばれた。 うに上って行って彼を葬りなさい」。セそこでヨセフは父を葬るのぼ のほら穴はマムレの東にあって、アブラハムがヘテびとエフロ たようにヤコブにおこなった。「「すなわちその子らは彼を力 きます』」。^ パロは言った、「あなたの父があなたに誓わせたよ ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見て言った、「ヨセフは 一四ヨセ

悪に、仕返しするに違いない」。「木そこで彼らはことづけして思た、仕返しするに違いない」。「木そこで彼らはことづけしてまった、「あなたのとださい」。 ヨセフに言いなさい、「あなたの兄弟たちはあなたに悪をおこなったが、どうかそのとがと罪をゆるしてやってください」。 ラどうかあなたの父の神に仕えるしもべらのとがをゆるしてください」。 ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができまた、「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができまた、「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができまた、「恐れることはいりません。わたしが神に代ることができましょうか。このあなたがたはわたしに対して悪をたくらんだが、神はそれを良きに変らせて、今日のように多くの民の命を救おりと計らわれました。 ここそれゆえ恐れることはいりません。わたしが神に代ることができましょうか。ここのあなたがたはわたしに対して悪をたくらんだが、神はそれを良きに変らせて、今日のように多くの民の命を救おりと計らわれました。ここそれゆえ恐れることはいりません。わたしはあなたがたとあなたがたの子供たちを養いましょう」。からは彼らを慰めて、説がない。「木そこで彼らはことづけして悪た、「からない」は彼らは彼らを慰めて、説がない。「木そこで彼らはことづけして悪ない。」

を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を配ってヨセフは百十年生きながらえた。三 ヨセフはエフライスの三代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生れてヨセフのひざの上に置かれた。三 ヨセフは兄弟を顧みて、この国たしはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たしはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たしはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たしなやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たりはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みて、この国たりはやがて死にます。神は必ずあなたがたを顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携を顧みられる。その時、あなたがたはわたしの骨をここから携められるでします。

めて、エジプトに置いた。してヨセフは百十歳で死んだ。彼らはこれに薬を塗り、棺に納いてヨセフは百十歳で死んだ。彼らはこれに薬を塗り、棺に納ったりなさい」と言ってイスラエルの子らに誓わせた。これこうのほ

# 出エジプト記

#### 第一章

この国から逃げ去ることのないようにしよう」。こそこでエジリ、戦いの起るとき、敵に味方して、われわれと戦い、ついにあ、われわれは、抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなあ、われ へここに、ヨセフのことを知らない新しい王が、エジプトに起った。 行ったイスラエルの子らの名は次のとおりである。゠すなわち゠さて、ヤコブと共に、おのおのその家族を伴って、エジプトへ にいた。<そして、ヨセフは死に、兄弟たちも、その時代の人々 プトびとは彼らの上に監督をおき、重い労役をもって彼らを苦 は、 ますますふえ、はなはだ強くなって、国に満ちるようになった。 腰から出たものは、 ヤミン、四ダン、ナフタリ、ガド、アセルであった。ェヤコブの ルベン、シメオン、レビ、 た。三しかしイスラエルの人々が苦しめられるにしたがって、 もみな死んだ。セけれどもイスラエルの子孫は多くの子を生み、 よいよふえひろがるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに ヵ彼はその民に言った、「見よ、イスラエルびとなるこの民 紫 ぃ われわれにとって、あまりにも多く、また強すぎる。10さ 彼らはパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てかれ 合わせて七十人。ヨセフはすでにエジプト ユダ、Ξイッサカル、ゼブルン、ベニ

が、そのすべての労役はきびしかった。しっくいこね、れんが作り、および田畑のあらゆる務に当らせたく使い、「罒つらい務をもってその生活を苦しめた。 すなわち、恐れをなした。「〓エジプトびとはイスラエルの人々をきびしき\*

れた。そして民はふえ、非常に強くなった。三 助産婦たちは神んでしまいます」。こ0 それで神は助産婦たちに恵みをほどこさ ジプトの女とは違い、彼女たちは健やかで助産婦が行く前に産 子ならば生かしておきなさい」。こもしかし助産婦たちは神をおとき、産み台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女のいう者にさとして、「<言った、「ヘブルの女のために助産をするいう者にさとして、「<言った、「ヘブルの女のために助産をする な生かしておけ」。 が生れたならば、 でパロはそのすべての民に命じて言った、「ヘブルびとに男の子 をおそれたので、神は彼女たちの家を栄えさせられた。三そこ おいたのか」。「丸助産婦たちはパロに言った、「ヘブルの女はエ 「あなたがたはなぜこのようなことをして、 かしておいた。「<エジプトの王は助産婦たちを召して言った、 それ、エジプトの王が彼らに命じたようにはせず、 助産婦でひとりは名をシフラといい、他のひとりは名をプアといっている。 In またエジプトの王は、 みなナイル別に投げこめ。しかし女の子は ヘブルの女のために取上げをする 男の子を生かして 男の子を生

#### 第二章

うちから、あなたのために、この子に乳を飲ませるうばを呼んで幼な子の姉はパロの娘に言った、「わたしが行ってヘブルの女のうに思って言った、「これはヘブルびとの子供です」。ェそのとき 立っていた。mときにパロの娘が身を洗おうと、川に降りてきたっていた。mその姉は、彼がどうされるかを知ろうと、遠く離れていた。mその姉は、彼がどうされるかを知ろうと、遠く離れてを塗って、子をその中に入れ、これをナイル川の岸の第の中におを塗って、子をその中に入れ、これをナイル川の岸の第の中にお るのを見て、つかえめをやり、それを取ってこさせ、ホあけて見た。侍女たちは川べを歩いていたが、彼女は、葦の中にかごのあた。 で、パピルスで編んだかごを取り、それにアスファルトと樹脂と月のあいだ隠していた。亘しかし、もう隠しきれなくなったの「\*\* 女はみごもって、男の子を産んだが、その麗しいのを見て、 彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はそ常のよ に言った、「この子を連れて行って、わたしに代り、乳を飲ませと、少女は行ってその子の母を呼んできた。ヵパロの娘は彼女と、少なはそれ ると子供がいた。見よ、幼な子は泣いていた。彼女はかわいそのとうだった。 を引き取って、これに乳を与えた。10その子が成長したので、 てください。 まいりましょうか」。^パロの娘が「行ってきてください」と言う さて、 子となった。 レビの家のひとりの人が行ってレビの娘をめとった。ニ わたしはその報酬をさしあげます」。 女はその子 彼女はその名をモーセと名づけて言った、「水のから」。

中からわたしが引き出したからです」。

こ モーセが成長して後、ある日のこと、同胞の所に出て行って、そのはげしい労役を見た。彼はひとりのエジプトびとが、これを砂の中に隠した。このを見て、そのエジプトびとを打ち殺し、見まわし、人のいないのを見て、そのエジプトびとを打ち殺し、これを砂の中に隠した。この次の日また出て行って、ふたりのへていびとが互に争っているのを見、悪い方の男に言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つので見、悪い方の男に言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「四彼は言った、「あなたはなぜ、あなたの友を打つのですか」。「日他の所に出て行ったがあなたを立て、われわれのつかさ、また裁判人としたのですか。エジプトびとを殺したように、あなたはわたしを殺そうとか。エジプトびとを殺したからです」。

しかしモーセはパロの前をのがれて、ミデヤンの地に行き、井戸しかしモーセはパロの前をのがれて、ミデヤンの場司に七人の娘があった。彼女たちはきて水をくみ、水槽にみたして父の羊のがあった。彼女たちはきて水をくみ、水槽にみたして父の羊のおったので、モーセは立ち上がって彼女たちを助け、その羊の群払ったので、モーセは立ち上がって彼女たちを助け、その羊の群れに水を飲ませた。「さまうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってた時、父は言った、「きょうは、どうして、こんなに早く帰ってたけ、「ひとりのエジプトびとが、またく

寄留者となっている」と言ったからである。モーセはその名をゲルショムと名づけた。 ラを妻としてモーセに与えた。三彼女が男の子を産んだので、うを妻としてモーセに与えた。三彼女が男の子を産んだので、モーセがこの人と共におることを好んだので、彼は娘のチッポまりてきたのよ。『ノーデン・ジャ は、 さんくんで、 えの叫びは神に届いた。こ四神は彼らのうめきを聞き、 三の多くの日を経て、エジプトの王は死んだ。 ちに言った、「そのかたはどこにおられるか。なぜ、 おいてきたのか。呼んできて、食事をさしあげなさい」。三 その苦役の務のゆえにうめき、また叫んだが、その苦役のゆ 羊の群れに飲ませてくれたのです」。10彼れ イスラエルの人々 わたしは外国に そのかたを 神はアブ 以は娘た

#### 第三章

のを見、神はしばの中から彼を呼んで、「モーセよ、モーセよ」といたが、その群れを荒野の奥に導いて、神の山ホレブにきた。こと、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。と、しばは火に燃えているのに、そのしばはなくならなかった。

ででいるその場所は聖なる地だからである」。モーセは神を見ることを恐れたので顔神、ヤコブの神である」。モーセは神を見ることを恐れたので顔がない。わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクのた、「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの対域、イサクのた、「わたしは、あなたの先祖の神、アブラハムの対域、イサクのた。「神人ではいるその場所は聖なる地だからである」。本書にいるというではいるでは、一番には、「これが、「というない」と言った。『神は言われた、「こ言われた。彼は「ここにいます」と言った。『神は言われた、「こ言われた。彼は「ここにいます」と言った。『神は言われた、「こ言れた。

は、このいでは、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞悩みを、つぶさに見、また追い使う者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。わたしは彼らの苦しみを知っている。ハわたしは下って、ないをエジプトびとの手から救い出し、これをかの地から導き彼らをエジプトびとの手から救い出し、これをかの地から導き彼らをエジプトびとの手から救い出し、これをかの地から導きでいる、そのしえたげを見た。こさあ、わたしは、エブスびとのおる所に至らせようとしている。カルとはまたエジプトびとが彼らをしえたがわたしに届いた。わたしはまたエジプトびとが彼らをしえたがわたしに届いた。わたしはまたエジプトびとが彼らをしえたがわたしに届いた。わたしがパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導きにつかわして、わたしの民、イスラエルの人々をエジプトから導きにつかわして、わたしがパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導きにつかわしなら、わたしがパロのところへ行って、イスラエルの人々をエジプトから導きにつかわしは必ずあなたと共にいる。これが、わたしのあなたと、「わたしは必ずあなたと共にいる。これが、わたしのあるたと、「わたしは必ずあなたと共にいる。これが、わたしのあなたをつかわしたしるしである。あなたが民をエジプトから導き出をつかわしたとき、あなたがたはこの山で神に仕えるであろう」。

人々にこう言いなさい『あなたがたの先祖の神、アブラハムのやみばと 聞き従うであろう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にき、したが、 しょうとうと決心した」と』。 「木彼らはあなたの声にれる地へ携え上ろうと決心した」と』。 「木彼らはあなたの声に モリびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとの地、乳と蜜の流を、エジプトの悩みから導き出して、カナンびと、ヘテびと、ア 神、イサクの神、ヤコブの神である主が、わたしをあなたがたの紫 主がわたしたちに現れられました。それで、わたしたちを、三日か ルの長老たちを集めて言いなさい、『あなたがたの先祖の神、ア ところへつかわされました』と。これは永遠にわたしの名、これ れました』と」。「五神はまたモーセに言われた、「イスラエルの でされている事を確かに見た。」もそれでわたしはあなたがた れました、「わたしはあなたがたを顧み、あなたがたがエジプト ブラハム、イサク、ヤコブの神である主は、わたしに現れて言わい。 は世々のわたしの呼び名である。「^あなたは行って、イスラエ は有る」というかたが、わたしをあなたがたのところへつかわさ うか」。 |四神はモーセに言われた、「わたしは、 なんというのですか』とわたしに聞くならば、なんと答えましょ たのところへつかわされました』と言うとき、彼らが『その名は エジプトの王のところへ行って言いなさい、『ヘブルびとの神、 また言われた、「イスラエルの人々にこう言いなさい、『「わたし へ行って、彼らに『あなたがたの先祖の神が、わたしをあなたが | | モーセは神に言った、「わたしがイスラエルの人々のところ 有って有る者」。

ないの道のりほど荒野に行かせて、わたしたちの神、主に犠牲をささい。このようにエジプトびとのものを奪い取りなさいません。このようにエジプトびとのものを奪い取りない手をもって迫らなければ、あなたがたを行かせないのをわたしは知っている。こそれで、わたしは手を伸べて、エジプトの日は知っている。こそれで、わたしは手を伸べて、エジプトのしは知っている。こそれで、わたしは手を伸べて、エジプトを打とう。その後に彼はあなたがたを去らせる。あなたがたは去とう。その後になり手で去ってはならない。三女はみな、その隣るときに、むなし手で去ってはならない。三女はみな、その隣るときに、むなし手で去ってはならない。またな服をあなさい。そしてこれらを、あなたがたのむすこ、娘に着けずめなさい。そしてこれらを、あなたがたのむすこ、娘に着けずめなさい。そしてこれらを、あなたがたのむすこ、娘に着けずめなさい。そしてこれらを、あなたがたのむすこ、娘に着けずかなさい。このようにエジプトびとのものを奪い取りなさいまたない。このようにエジプトびとのものを奪い取りなさい。このようにエジプトびとのものを奪い取りなさいよう。

#### 第四章

の手を伸ばして、その尾を取りなさい。――そこで手を伸ばしい声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れないの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れないの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れないの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れなしの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れなしの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れなしの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れなしの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れなしの声に聞き従わないで言うでしょう、『主はあなたに現れない。――そこで手を伸ばして、その尾を取りなさい。――そこで手を伸ばして、その尾を取りなさい。――そこで手を伸ばして、モーセは言った、「しかし、彼らはわたしを信ぜず、またわた「モーセは言った、「しかし、彼らはわたしを信ぜず、またわた「モーセは言った、「しかし、彼らはわたしを信ぜず、またわた「モーセは言った、「しかし、彼らはわたしを信ぜず、またわた

ろう」。 主は言われた、「彼らがもしあなたを信ぜず、また初めのしるしから出して見ると、回復して、もとの肉のようになっていた。^^ 彼が手をふところに入れ、それを出すと、手は、らい病にかかっな。 主はまた彼に言われた、「あなたの手をふところに入れなさい」。る主が、あなたに現れたのを、彼らに信じさせるためである」。< の先祖たちの神、アブラハムの神、イサクのてそれを取ると、手のなかでつえとなった。 この二つのしるしをも信ぜず、あなたの声に聞き従わないなら あなたがナイル川から取った水は、 を認めないならば、後のしるしは信じるであろう。ヵ彼らがもし にもどしなさい」。彼は手をふところにもどし、それをふところ て、雪のように白くなっていた。t主は言われた、「手をふところ あなたはナイル川の水を取って、 イサクの神、ヤコブの神であ かわいた地で血となるであ かわいた地に注ぎなさい。 ――五これ 、は、彼れ 彼れ

> るのを知っている。見よ、彼はあなたに会おうとして出てきてびとアロンがいるではないか。わたしは彼が言葉にすぐれてい の命を求めた人々はみな死んだ」。こ0 そこでモーセは妻と子供いのも、まというとでとしているので、「エジプトに帰って行きなさい。あなたンでモーセに言われた、「エジプトに帰って行きなさい。あなた なり、 に神のつえを執った。 たちをとり、ろばに乗せて、エジプトの地に帰った。 テロはモーセに言った、「安んじて行きなさい」。「ヵ主はミデヤ がまだ生きながらえているか、どうかを見させてください」。エ かわたしを、エジプトにいる身うちの者のところに帰らせ、彼らかれたしを、エジプトにいる身っちの者のところに帰らせ、彼ら - ^ モーセは妻の父エテロのところに帰って彼に言った、「どう | 放はあなたに代って民に語るであろう。彼はあなたの口と \*\*\* あり、彼の口と共にあって、 モー のつえを手に執り、それをもって、しるしを行いなさい」。 せにむかって怒りを発して言われた、「あなたの兄弟 あなたは彼のために、神に代るであろう。 1 もなたはそ あなたがたのなすべきことを教え、 わたしは彼が言葉にすぐれて モーセは手 レビ

仰せられる。イスラエルはわたしの子、わたしの長子である。ニリップである。ニョ あなたはパロに言いなさい、『主はこうらせないであろう。ニョ あなたはパロに言いなさい、『主はこうい。 しかし、わたしが彼の心をかたくなにするので、彼は民を去たしがあなたの手に授けた不思議を、みなパロの前で行いなさ ニ 主はモーセに言われた、「あなたがエジプトに帰ったとき、わニ 主はモーセに言われたを

■ わたしはあなたに言う。わたしの子を去らせて、わたしに仕 ■ わたしはあなたに言う。わたしの子を去らせて、わたしはあえさせなさい。もし彼を去らせるのを拒むならば、わたしはあなたの子、あなたの長子を殺すであろう』と」。 「あなたはまことに、わたしにとって血の花婿です」。 エネ そこの男の子の前の皮を切り、それをモーセの足につけて言った、の男の子の前の皮を切り、それをモーセの足につけて言った、で、主はモーセをゆるされた。この時「血の花婿です」とチッポラが言ったのは割礼のゆえである。

これ 上はアロンに言われた、「荒野に行ってモーセに会いなさら、伏して礼拝した。 「大塚は行って神の山でモーセに会い、これに口づけした。」へは行ってイスラエルの人々の長老たちをみな集めた。三〇そしな行ってイスラエルの人々の長老たちをみな集めた。三〇そしな行ってイスラエルの人々の長老たちをみな集めた。三〇そしたがれたない。前でしるしをアロンに告げた。ニュモは信じた。彼らまた彼は民の前でしるしを行ったので、三二民は信じた。彼らまがれたない。前でしるしを行ったので、三二民は信じた。彼らまがれたない。一世に語られた言葉を、ことごとく告げた。これに口づけした。三〇でアロンは主がモーセに語られた言葉を、ことごとく告げた。ながれたないは、一世において、一世に会いなさい。 ははアロンに言われた、「荒野に行ってモーセに会いなさら、伏して礼拝した。

#### 第五章

- その後、モーセとアロンは行ってパロに言った、「イスラエル

そこで民を追い使う者たちと、

民のかしらたちは出

って 行い

者と、民のかしらたちに命じて言った、ゎ「あなたがたは、れんりのないない。」、その日、パロは民を追い使うが没を休ませようとするのか」。^その日、パロは民を追い使うるのできょう。 叫んで、『行ってわたしたちの神に犠牲をささげさせよ』と言ういいので、『行ってわたしたちの神に犠牲をささげさせよ』と言う減らしてはならない。彼らはなまけ者だ。それだから、彼らは、 た、「見よ、今や土民の数は多い。しかも、あなたがたは彼らにうとするのか。自分の労役につくがよい」。πパロはまた言っ ど荒野に行かせ、わたしたちの神、主に犠牲をささげさせてくだぁ。のい の 神゚<sup>ゕ</sup> また前に作っていた、れんがの数どおりに彼らに作らせ、それを てはならない。彼らに自分で行って、わらを集めさせなさい。^ がを作るためのわらを、もはや、今までのように、この民に与え 「モーセとアロンよ、あなたがたは、なぜ民に働きをやめさせよ ちを悩まされるからです」。四エジプトの王は彼らに言った、 さい。そうしなければ主は疫病か、つるぎをもって、 たい何者か。わたしがその声に聞き従ってイスラエルを去ら しのために祭をさせなさい』と」。ニパロは言った、「主とはいっ たしたちに現れました。どうか、 エルを去らせはしない」。『彼らは言った、「ヘブルびとの神がわ せなければならないのか。わたしは主を知らない。 のだ。πこの人々の労役を重くして、働かせ、偽りの言葉に心をのだ。πこの人々の労役を重くして、働かせ、偽りの言葉にいる。 せさせぬようにしなさい」。 主はこう言われる、『わたしの民を去らせ、 わたしたちを三日の道のりほ またイスラ わたした で、 彼らは わ

は与えない。こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っては与えない。こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っては与えない。こ 自分で行って、見つかる所から、わらを取っては上げなければならない」。 ロパロの追い使う者たちがあった時と同じように、あなたがたの働きの、日ごとの分を集めた。 に追い使う者たちは、彼らをせき立てて言った、「わら集めた。」に追い使う者たちは、彼らをせき立てて言った、「わら生じながあった時と同じように、あなたがたの働きの、日ごとの分を仕上げなければならない」。 ロパロの追い使う者たちがイスラールがあった時と同じように、あなたがたのかわりに、刈り株をまったがたければならない」。 ロパロの追い使う者たちがイスラールがあった時と同じように、あなたがたのから、わらを取って、というなど、おいの人々の上に立てたかしらたちは、打たれて、「なぜ、あなたがたは、れんが作りの仕事を、きょうも、前のように仕上げなたがたは、れんが作りの仕事を、きょうも、前のように仕上げないのか」と言われた。

「まそこで、イスラエルの人々のかしらたちはパロのところに行います。別んで言った、「あなたはなぜ、しもべどもにこんなことをき、叫んで言った、「あなたはなぜ、しもべどもにこんなことをまべどもは打たれています。罪はあなたの民にあるのです」。一もべどもは打たれています。罪はあなたの民にあるのです」。一もべどもは打たれています。罪はあなたの民にあるのです」。一れだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのだ。「へれだから、『行って、主に犠牲をささげさせよ』と言うのです。その上、しかもながらいから、「おんがの日ごとの分を減らしてはならない」と言われたので、悪い事態になったことを知った。この彼らなパロを離れて出てきた時、彼らに会おうとして立っていたが、「おいだ」といいます。

モーセとアロンに会ったので、三 彼らに言った、「主があなたがたとっているだって、さばかれますように。あなたがたは、わたたをごらんになって、さばかれますように。あなたがたは、わたの名によって語ってからこのかた、彼はこの民をひどい目にあわされるのですか。なんのためにわたしをの別をひどい目にあわされるのですか。なんのためにわたしをの名によって語ってからこのかた、彼はこの民をひどい目があれますように。あなたがたは、おぜこかわされたのです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教あわせるばかりです。また、あなたは、すこしもあなたの民を教

### 第六章

「主はモーセに言われた、「今、あなたは、わたしがパロに何をしようとしているかを見るであろう。 すなわちパロは強い手にしようとしているかを見るであろう。 すなわちパロは強い手にしようとしているかを見るであろう。 すなわちパロは強い手にしようとしているかを見るであろう。 すなわちパロは強い手にしようとしているが、当という名では、自分を彼らに知らせなかった。 四わたしはまたカナンの名では、自分を彼らに知らせなかった。 四わたしはまたカナンの名では、自分を彼らに知らせなかった。 すなわちパロは強い手にしようというがない。 すなわち彼らが寄留したその寄留の地を、彼らに与えるとい地、すなわち彼らが寄留したその寄留の地を、彼らに与えるというという。 すなわち彼らが寄留したその寄留の地を、彼らに与えるとい地、すなわち彼らが寄留したその寄留の地を、彼らに与えるという契約を彼らと立てた。 まわたしはまた、エジプトびとが奴隷とった。 すなわち彼らが寄留したその寄留の地を、彼らに与えるというというである。 古なわちがのである。 すなわちがのは、自然の神というというには、おいのでは、おいのでは、おいのでは、おいのでは、おいのである。

から導き出し、奴隷の務から救い、また伸べた腕と大いなるさばしは主である。わたしはあなたがたをエジプトびとの労役の下しょ。 ゆえに、モーセに聞き従わなかった。 エルの人々に語ったが、彼らは心の痛みと、きびしい奴隷の務の あろう。わたしは主である』と」。ヵモーセはこのようにイスラ たその地にあなたがたをはいらせ、それを所有として、与えるで がたを取ってわたしの民とし、わたしはあなたがたの神となる。 きをもって、あなたがたをあがなうであろう。 わたしはアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓っ なたがたの神、 わたしがエジプトびとの労役の下からあなたがたを導き出すあ ミい出した。☆それゆえ、イスラエルの人々に言いなさい、『わた。 主であることを、 あなたがたは知るであろう。^ せわたしはあなた わたし の契約・ を

I四 彼らの先祖の家の首 長たちは次のとおりである。人々をエジプトの地から導き出せと命じられた。かれた。 また きょう かんり エジプトの地から は というしょ かいしょく エジプトの王パロのもとに行かせ、イヌルの人々と、エジプトの王パロのもとに行かせ、イヌルの人々と、エジプトの王パロのもとに行かせ、イヌ 話しなさい」。 三 モーセは主にむかって言った、「イスラエルの態 人々でさえ、わたしの言うことを聞かなかったのに、どうして、 に行って、彼がイスラエルの人々をその国から去らせるように 一つさて主はモー しょうか」。「゠しかし、主はモーセとアロンに語って、 くちびるに割礼のないわたしの言うことを、パロが聞き入れま セに言われた、ニ「エジプトの玉パロのところ イスラエル イスラエ  $\sigma$ 

> 先せんぞ の 娘エリセバを妻とした。 ン、シテリである。ニニアロンはナションの姉妹、アミナダブの デを妻としたが、彼女はアロンとモーセを彼に産んだ。 子らの名は、その世代に従えば、ゲルション、コハテ、メラリで、生れたシャウルで、これらはシメオンの一族である。「ベレビのうま ネハスを彼に産んだ。これらは、 アザル、イタマルを産んだ。三コラの子らはアッシル、 ペグ、ジクリである。三 ウジエルの子らはミサエル、 ムの一生は百三十七年であった。 ニ イヅハルの子らはコラ、ネ の世代によるレビの一族である。このアムラムは父の妹はだい。 あった。「ヵメラリの子らはマヘリとムシである。これらはそ ヅハル、ヘブロン、ウジエルで、 一族はリブニとシメイである。「<コハテの子らはアムラム、イいをやく レビの一生は百三十七年であった。これゲルションの子らの の子エレアザルはプテエルの娘のひとりを妻とした。 ナ、アビアサフで、これらはコラびとの一族である。 豆 アロン エル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、 ミで、これらはルベンの一族である。 「エシメオンの子らはエム イスラエルの長子ルベンの子らはハノク、パ 家の首長たちである。 エリセバは彼にナダブ、 コハテの一生は百三十三年で その一族によるレビびとの およびカナンの女から ル、 ヘヅロ アビウ、 彼女はピ エルザパ レ、カ ヨケベ エルカ アムラ エレ

これ主が、「イスラエルの人々をその軍団に従 から導き出しなさい」と言われたのは、 この って、 アロン とモー ジプト セ

すなわ

ち

地ち

モーセとアロンである。とについて、エジプトの王パロに語ったもので、すなわちこのとについて、エジプトの王パロに語ったもので、すなわちこのある。ニー 彼らはイスラエルの人やどと プトから導き出すこ

れましょうか」。
れましょうか」。
れましょうか」。
かれた、「わたしは主である。わたしがあなたに語ることに言われた、「わたしは主である。わたしがあなたに語ることに言われた、「わたしは主である。わたしがあなたに語ることに言われた、「わたしは主である。わたしがあなたに語ることに言われた、「わたしは主である。わたしがあなたに語ることに言われた。「私生はモーセニス主がエジプトの地でモーセに語られた日に、「私生はモーセース」と

#### 第七章

モーセは八十歳、アロンは八十三歳であった。 ない が彼らに命じられたように行った。も彼らがパロと語った時、 エジプトびとはわたしが主であることを知るようになるで時、 エジプトびとはわたしが主であることを知るようになるであろう」。 キモーセとアロンはそのように行った。 すなわち主あろう」。 キモーセとアロンはそのように行った。すなわち主いがのになるでは、 イスラエルの人々を彼らのうちから導き出すどプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであろう。 まわたしが手をエジプトのジプトの国から導き出すであるう。 まわたしが手をエジプトの

『不思議をおこなって証拠を示せ』と言う時、あなたはアロンに『不思議をおこなって証拠を示せ』と言う時、あなたはアロンに『不思議をおこなって証拠を示せ』と言う時、あなたはアロンに言いなさい、『あなたのつえを取って、パロの前に投げなさい』を応法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた、を魔法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた、と魔法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた、と魔法使を召し寄せた。これらのエジプトの魔術師らもまた知者をの必術をもって同じように行った。ここでパロもまた知者をの必ずをもって同じように行った。ここなった。しかし、アロンのつえは彼らのつえを、のみつくした。ここけれども、パロのとの必ずをもって同じように行った。ここけれども、パロのおのその必術をもって同じように行った。ここけれども、パロのおのその必然をもって同じように行った。ここけれども、パロのところに投げると、それらはへびになった。しかし、アロンのつえは彼らのつえを、のみつくした。ここけれども、パロのおのその必然をもって同じように行った。ここけれども、パロのおのかになって、主の言われたように、彼らの言うことを聞かなかった。

ろに行きなさい。見よ、彼は水のところに出ている。あなたは、らせることを拒んでいる。」まあなたは、あすの朝、パロのとこ」四主はモーセに言われた、「パロの心はかたくなで、彼は民を去聞かなかった。

り、彼らの言うことを聞かなかった。 三 パ

しかし、

主の言われたように、パロの心はかたくなにない。

口は身をめぐらして

ができなくなった。そしてエジプト全国にわたって血があっ川の魚は死に、川は臭くなり、エジプトびとは川の水を飲むこと常った。

た。ニニ エジプトの魔術師らも秘術をもって同じようにおこ

川の魚は死こ、雪よく。川の水は、ことごとく血こ変った。ずれの水を打つと、川の水は、ことごとく血こ変った。から、後ず、うち、彼はパロとその家来たちの目の前で、つえをあげてナイルわち、彼はパロとそのなった。 すかわち、彼はパロとそのなった。 すかっち、かれいから、から、から、から、から、から、から、から、から、から、から、から、いっと、ことは主の命じられたようにおこなった。 すか プトびとは川の水を飲むことをいとうであろう」』と」。「ヵ主はに変るであろう。「<そして川の魚は死に、川は臭くなり、エジにする をあなたにつかわして言われます、「わたしの民を去らせ、荒野会い、「キそして彼に言いなさい、『ヘブルびとの神、主がわたしへびに変ったあのつえを手に執り、ナイル川の岸に立って彼にへびに変っ 見よ、わたしが手にあるつえでナイル川の水を打つと、それは血水によってわたしが主であることを、あなたは知るでしょう。 が聞きいれようとされないので、「セ主はこう仰せられます、「こ わたしに仕えるようにさせよ」と。しかし今もなお、 あなたは知るでしょう。 あなた

#### 第八章

エジプトの水の上にさし伸べたので、かえるはのぼってエジプかえるをエジプトの地にのぼらせなさい』と」。^Tロンが手を よ、わたしは、かえるをもって、あなたの領土を、ことごとく撃しに仕えさせなさい。゠しかし、去らせることを拒むならば、見なさい、『主はこう仰せられます、「わたしの民を去らせて、わたなさい、『主はこう仰せられます、「わたしの民を去らせて、わた い、『つえを持って、手を川の上、流れの上、、池の上にさし伸べ、 家、あなたの寝室にはいり、寝台にのぼり、あなたの家来と民のいき、あなたの寝室にはいり、寝台にのぼり、あなたのせらいたなってあろう。=ナイル川にかえるが群がり、のぼって、あなたの かえるをエジプトの地にのぼらせた。 と、あなたの民と、すべての家来のからだに、はい上がるであろと、あなたの気を 家にはいり、またあなたのかまどや、こね鉢にはいり、四あなた 主はモーセに言われた、「あなたはパロのところに行って言い

て、

は行ってこの国の内で、

あなたがたの神に犠牲をささげなさ

一そうすることはできません。

わたし

」。三、モーセは言った、

四これをひと山ひと山に積んだので、うにされ、かえるは家から、庭から、 事について、主に呼び求めたので、「三主はモーセのことばのよいと解れて出た。モーセは主がパロにつかわされたかえるのい。」 地のちりを打ったので、ぶよは人と家畜についた。すなわち、地に行った。すなわちアロンはそのつえをとって手をさし伸べ、 たと、 全国にわたって、ぶよとならせなさい』と」。「も彼らはそのようぜだい ろがパロは息つくひまのできたのを見て、主が言われたように、 ことを、 「仰せのとおりになって、わたしたちの神、主に並ぶもののないきめてください」。このパロは言った、「明日」。モーセは言った、なきのでき なたのつえをさし伸べて地のちりを打ち、それをエジプトの ル川にだけとどまるでしょう」。三こうしてモーセとアロンは なたの民のために、わたしがいつ願って、このかえるを、う」。ヵモーセはパロに言った、「あなたと、あなたの家邨 その心をかたくなにして彼らの言うことを聞かなかった。 とあなたの家から断って、ナイル川だけにとどまらせるべきか、 わたしはこの民を去らせて、 わたしの ちり あなたの家と、あなたの家来と、あなたの民を離れてナイ はみなエジプトの全国にわたって、 あなたが知られますように。ニそして、 民な から取り去るように主に願ってください。 庭から、また畑から死に絶えた。こ 主に犠牲をささげさせるでし 地は臭くなった。」
国とこ あなたの家来と、 ぶよとなった。 かえるはあな そのとき あ

聞かなかった。 魔術師らはパロに言った、「これは神の指です」。 魔術師らも秘術をもって同じように行い、ぶよを出そうとしたサルリョゥーレ ロンルゥー ホヒム サンルター 彼らにはできなかった。ぶよが人と家畜についたので、「ヵポペ しかし主の

家とに、あぶの群れをつかわすであろう。エジプトびとの家々ば、わたしは、あなたとあなたの家来と、あなたの民とあなたの なさい、『主はこう仰せられる、「わたしの民を去らせて、 が、パロの家と、その家来の家と、エジプトの全国にはいってき ろう」と』」。国主はそのようにされたので、 とあなたの民の間に区別をおく。このしるしは、 そこにあぶの群れを入れないであろう。 三その日わたしは、 に仕えさせなさい。三 あなたがわたしの民を去らせないなら 立ちなさい。ちょうど彼は水のところに出ているから彼に、 この主はモーセに言われた、「あなたは朝早く起きてパロ Ξ そこで、パロはモーセとアロンを召して言った、「あなたが あることをあ は、あぶの群れで満ち、彼らの踏む地もまた、そうなるであろう。 地はあぶの群れのために害をうけた。 なたが知るためである。 わたしの民の住むゴセンの地を区別して、 三かたしはわたしの民族 国の中でわたしが主で おびただしいあぶ あす起るであ わたし の た

#### 第九章

い、『ヘブルびとの神、主はこう仰せられる、「わたしの民を去らっ主はモーセに言われた、「パロのもとに行って、彼に言いなさ」。

せて、わたしに仕えさせなさい。 = あなたがもし彼らを去らせるせて、わたしに仕えさせなさい。 = あなたがもし彼らを去らせるせて、わたしに仕えさせなさい。 = あなたがもし彼らを去らせるせて、わたしに仕えさせなさい。 = あなたがもし彼らを去らせるせて、わたしに仕えさせなさい。 = あなたがもし彼らを去らせるせて、わたしに仕えさせなさい。 = あなたがもし彼らを去らせるがなった。 すいの家畜と、エジプトの家畜を区別され、すべてイスラエルの人々に家畜と、エジプトの家畜を区別され、すべてイスラエルの人々に家畜と、エジプトの家畜を区別され、すべてイスラエルの人々に家畜と、エジプトの家畜を区別され、「あす、主はこのことを国に行うまた、時を定めて仰せられた、「あす、主はこのことを国に行うするものには一頭も死ぬものがないであろう」と』」。 ま 主は、 まずるものには一頭も死ぬものがないであろう」と』。 ま 主は、 まずるものには一頭も死ぬものがないであろう」と』。 ま 主は、 まずるものには一頭も死ぬでいた。 しかし、 イスラエルの人々の家畜は ついまがないった。 それでもパロの心はかたくなで、民を去らせなかった。 それでもパロの心はかたくなで、民を去らせなかった。

なかった。ので、彼は主がモーセに語られたように、彼らの言うことを聞かので、彼は主がモーセに語られたように、彼らの言うことを聞か

始まった日から今まで、かつてなかったほどのものである。「ヵ恐ろしく大きな雹を降らせるであろう。それはエジプトの国がいます。 に、あなたはなお、わたしの民にむかって、おのれを高くし、彼れしの名が全地に宣べ伝えられるためにほかならない。「tそれ させたのは、あなたにわたしの力を見させるため、そして、わた なたと、あなたの民を打っていたならば、あなたは地から断ち滅であろう。 In わたしがもし、手をさし伸べ、疫病をもって、あ 三主はまたモーセに言われ ものは、そのしもべと家畜を野に残しておいた。もべと家畜を家にのがれさせたが、三 主の言葉を意にとめない にあって家に帰らないものは降る雹に打たれて死ぬであろう」 ているすべてのものを、のがれさせなさい。人も獣も、すべて野 らを去らせようとしない。「^ゆえに、あすの今ごろ、 ぼされていたであろう。 1 ~しかし、わたしがあなたをながらえ こんどは、もろもろの災を、 それゆえ、いま、人をやって、あなたの家畜と、あなたが野にもっ始まった日から今まで、 かつてなかったほどのものである。 エス の民にくだし、わたしに並ぶものが全地にないことを知らせる。 たしの民を去らせて、わたしに仕えさせなさい。「四わたしは、 て、彼に言いなさい、『ヘブルびとの神、主はこう仰せられる、「わ 10パロの家来のうち、 あなたと、あなたの家来と、あなた た、 主の言葉をおそれる者は、 「朝早く起き、パ 一口の前に わたしは そのし に立った

こ。主はモーセに言われた、「あなたの手を天にむかってさし伸言:主はモーセに言われた、「あなたの手を天にむかってさし伸言:主はモーセに言われた、「あなたの手を天にむかってさし伸べると、エジプト全国には、国をなしてこのかた、おけてないものであった。こうして主は、電をエジプトの地にむかって、はせ下った。こうして主は、電をエジプトの地におかって、はせ下った。こうして主は、電をエジプトの地におかって、はせ下った。こうして主は、電をエジプトの地に降らされた。このそして電が降り、電の間に火がひらめき渡った。電は恐ろしく大きく、エジプト全国には、国をなしてこのかた、電は恐ろしく大きく、エジプト全国には、国をなしてこのかた、電は恐ろしく大きく、エジプト全国には、国をなしてこのかた、ではないる人と獣を打った。電はまた畑のすべての青物をバて畑にいる人と獣を打った。電はまた畑のすべての青物をがて畑にいる人と獣を打った。電はまた畑のすべての青物をがて畑にいる人と獣を打った。電はまた畑のすべての青物をがて畑にいる人と獣を打った。電はまた畑のすべての青物をがないものであった。

あなたの家来たちは、なお、神なる主を恐れないことを、 が主のものであることを知られましょう。三0しかし、 す。すると雷はやみ、 は町を出ると、すぐ、 うじゅうぶんです。 こせそこで、パロは人をつかわし、モーセとアロンを召して言 とどまらなくてもよろしい」。ニホモーセは彼に言った、 た、「わたしはこんどは罪を犯した。主は正しく、 亜麻は花が咲いていたからである。 わたしはあなたがたを去らせます。 主にむかってわたしの手を伸べひろげま 雹はもはや降らなくなり、 亜麻と大麦は打ち倒された。 ゅょ おおむぎ う たお 三 小麦とスペ わたしと、わ あなたは、 あなたと 「わたし もはや わたし つ

ルの人々を去らせなかった。 シャラ からない し、主がモーセによって語られたように、イスラエはパロのもとを去り、町を出て、主にむかって手を伸べひろげたはパロのもとを去り、町を出て、またも罪を犯し、 心をかたので、雷と雹はやみ、雨は地に降らなくなった。 三国 ところがパので、雷と雹はやみ、雨は地に降らなくなった。 三国 ところがパので、雷と電はでいたのを見て、またも罪を犯し、 心をかたくなにした。 彼れ まからい できない たい 大き かたくなにし、主がモーセによって語られたように、イスラエをかたくなにし、主がモーセによって語られたように、イスラエをかたくなにし、主がモーセによって語られたように、イスラエルの人々を去らせなかった。

# 第一〇章

を知るであろう」。

「そこで、主はモーセに言われた、「パロのもとに行きなさい。」

「そこで、主はモーセに言われた、「パロのもとに行きなさい。」

「そこで、主はモーセに言われた、「パロのもとに行きなさい。」

「そこで、主はモーセに言われた、「パロのもとに行きなさい。」

よ、あす、わたしはいなごを、あなたの領土にはいらせるであろせなさい。四もし、わたしの民を去らせることを拒むならば、見屈伏することを拒むのですか。民を去らせて、わたしに仕えさとの神、主はこう仰せられる、『いつまで、あなたは、わたしにとの神、主はこう仰せられる、『いつまで、あなたは、わたしにニモーセとアロンはパロのもとに行って彼に言った、「ヘブルびニモーセとアロンはパロのもとに行って彼に言った、「ヘブルび

う。 〇パロは彼らに言った、「万一、 たしたちは主の祭を執り行わなければならないのですから」。 - も行きます。むすこも娘も携え、羊も牛も連れて行きます。わい だれか」。ヵモーセは言った、「わたしたちは幼い者も、老いた者て、あなたがたの神、主に仕えなさい。しかし、行くものはだれ のわなとなるのでしょう。この人々を去らせ、彼らの神なる主ェパロの家来たちは王に言った、「いつまで、この人はわれわれ あった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであなことは、あなたの父たちも、また、祖父たちも、彼らが地上によび、すべてのエジプトびとの家に満ちるであろう。このよう それはいけない。 にいますがよい。あなたがたは悪いたくらみをしている。こ 連れてまで去らせるようなことがあれば、 また、パロのもとに召し出された。パロは彼らに言った、「行っ に、まだ気づかれないのですか」。^そこで、モーセとアロンは、 に仕えさせては、どうでしょう。エジプトが滅びてしまうこと る』と」。そして彼は身をめぐらして、パロのもとを出て行った。 ろう。

木またそれはあなたの家とあなたのすべての家来の家、 食い尽し、野にはえているあなたがたの木をみな食い尽すであく、^^< ほどになるであろう。そして雹を免れて、残されているもの よび、すべてのエジプトびとの家に満ちるであろう。 я それは地のおもてをおおい、人が地を見ることもできな それが、 あなたがたの要求であった」。彼らは、 あなたがたは男だけ行って主に仕えるがよ があれば、主があなたがたと共わたしが、あなたがたに子供を

ことはモーマン言っての前から追い出された。

く食べたので、エジプト全国にわたって、木にも畑の青物にも、く食べたので、エジプト全国にわたって、\*\* はたけいないとして地のすべての青物と、 雹の打ち残した木の実を、ことごとう。 1ヵ いなごは地の全面をおおったので、地は暗くなった。そう。 1ヵ いなごは地の全面をおおったので、地は暗くなった。そ 多く、このようないなごは前にもなく、また後にもないであろきまで、このようないなごは前にもなく、また後にもないであろ全国にのぞみ、エジプトの全領土にとどまり、その数がはなはだけると 伸べたので、主は終日、終夜、東風を地に吹かせられた。朝とので、ここそこでモーセはエジプトの地の上に、つえをさしなさい」。 [三 そこでモーセはエジプトの地の上に、つえをさし させてください」。「<そこで彼はパロのところから出て、 緑の物とては何も残らなかった。「そそこで、パロは、紫」。 吹き上げて、これを紅海に追いやられたので、エジプト全土には、。。 なって、 くなにされたので、 あなたがたの神、 どうか、もう一度だけ、わたしの罪をゆるしてください。 に対し、また、あなたがたに対して罪を犯しました。「tそれで、 さし伸べて、エジプトの地にいなごをのぼらせ、 三主はモー つのいなごも残らなかった。このしかし、主がパロの心をかた すなわち、雪が 東風は、いなごを運んできた。 セに言われた、「あなたの手をエジプトの地 主に祈願して、ただ、この死をわたしから離れ 雹が打ち残したものを、ことごとく食べさせ 彼はイスラエルの人々を去らせなかった。 四四 いなごはエジプト 地のすべての 急いで そして 0) 上えた

顔を見ないでしょう」。 言った、「よくぞ仰せられました。 よがき み 日には、あなたの命はな顔を見る日には、あなたの命はな 残して置きなさい」。 〒 しかし、モーセは言った、「あなたは、ま子供も連れて行ってもよろしい。 ただ、 あなたがたの羊と牛は 言った、「あなたがたは行って主に仕えなさい。あなたがたのな、その住む所に光があった。」四そこでパロはモーセを召して だ。三三二日の間、人々は互に見ることもできず、 さい。心して、わたしの顔は二度と見てはならない。 た。これでパロはモーセに言った、「わたしの所から去りなた。これそれでパロはモーセに言った、「わたしの所から去りな をかたくなにされたので、パロは彼らを去らせようとしなかっ 連れて行きます。ひずめ一つも残しません。 た、わたしたちの神、 の所から立つ者もなかった。しかし、イスラエルの人々には、みでいる。 し伸べたので、濃いくらやみは、エジプト全国に臨み三日に及んみは、さわれるほどである」。 三 モーセが天にむかって手をさ 三主はまたモーセに言われた、「天にむかってあなたの手をさ えるべきかを知らないからです」。ニセけれども、 またわたしたちは、その場所に行くまでは、何をもって、主に仕 のうちから取って、わたしたちの神、主に仕えねばなりません。 たちにくださらなければなりません。ニヘ わたしたちは家畜も し伸べ、エジプトの国に、くらやみをこさせなさい。 さわれるほどである」。三モーセが天にむかって手をさ あなたの命はないであろう」。ニュ 主にささげる犠牲と燔祭の物をも、 わたしは、二度と、 わたしたちは、そ 主がパロの心 まただれもそ そのくらや モーセは わたし わたし

# 第一一章

ちの目と民の目とに、はなはだ大いなるものと見えた。せられた。またモーセその人は、エジプトの国で、パロの家来たせられた。またモーセその人は、エジプトの国で、パロの家来た を請い求めさせなさい」。三主は民にエジプトびとの好意を得さは隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り、金の飾りは隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り、金の飾り 四モーセは言った、「主はこう仰せられる、『真夜中ごろ、わたし は隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り、金の飾り、金の飾りとここから追い出すであろう。ニあなたは民の耳に語って、 男 ては、人にむかっても、獣にむかっても、犬さえその舌を鳴らないであろう』と。ェしかし、すべて、イスラエルの人々にむかっ が起るであろう。このようなことはかつてなく、また、ふたたび いる、 これらのあなたの家来たちは、 さないであろう。これによって主がエジプトびととイスラエル はエジプトの中へ出て行くであろう。πエジプトの宮のうちの びととの間の区別をされるのを、あなたがたは知るであろう。^ せるであろう。彼が去らせるとき、彼はあなたがたを、ことごと エジプトの上にくだし、その後、彼はあなたがたをここから去らず。 主はモーセに言われた、「わたしは、なお一つの災を、 ひれ伏して言うであろう、『あなたもあなたに従う民もみな はしためのういごに至るまで、みな死に、また家畜のうい 位に座するパロのういごをはじめ、ひきうすの後に みな、わたしのもとに下ってき パ 口 لخ

人々をその国から去らせなかった。

たが、主がパロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルにたが、主がパロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルにのモーセとアロンは、すべてこれらの不思議をパロの前に行

のっ

# 第一二章

を巡って、エジプトの国におる人と獣との、すべてのういごを打い。これは主の過越である。ここその夜わたしはエジプトの国つをはき、手につえを取って、急いでそれを食べなければならなれを食べなければならない。すなわち腰を引きからげ、足にくれ 焼きつくさなければならない。こ あなたがたは、こうして、そりまでそれを残しておいてはならない。朝まで残るものは火でに焼いて、その頭を足と内臓と共に食べなければならない。10 ければならない。ヵ生でも、水で煮ても、食べてはならない。火その肉を火に焼いて食べ、種入れぬパンと苦菜を添えて食べな柱と、かもいにそれを塗らなければならない。^そしてその夜、はら これをほふり、セその らない。「五七日の間あなたがたは種入れぬパンを食べなけれてこれを守り、代々、永久の定めとしてこれを守らなければな の所を過ぎ越すであろう。わたしがエジプトの国を撃つ時、災したが、またのでは、 たのために、しるしとなり、わたしはその血を見て、あなたがた しは主である。「三その血はあなたがたのおる家々で、あなたが ばならな が臨んで、 んはみなイ この日はあなたがたに記念となり、あなたがたは主の祭とし またエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。 。第一日から第七日までに、種を入れたパンを食べる。 だい にも だいにま だれ にない。その初めの日に家からパン種を取り除かなければい。そのがは ひょういき あなたがたを滅ぼすことはないであろう。 ・スラエ ル から断たれるであろう。 一血を取り、小羊を食する家の入口の二つのち、と、このでしている。 \_ 六 かつ、 あ なたが わた

たは第一日に聖会を、また第七日に聖会を開かなければならない。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのたい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのたい。これらの日には、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのい。これはならない。「ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」ればならない。「ればならない。」がいまり、として、その月の十四日の夕方に、あなたがたは種入れぬパンを食べ、その月の二十一日の夕方に、あなたがたは種入れぬパンを食べ、その月の二十一日の夕方に、あなたがたは種入れぬパンを食べ、その月の二十一日の夕方に、あなたがたは種入れぬパンを食べる者は、寄留の他国人であれるであろう。このあなたがたは種を入れたものは何も食べてれるであろう。このあなたがたは種を入れたものは何も食べてはならない。すべてあなたがたのすまいにおいて種入れぬパンを食べなければならない。」

こってモーセはイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った。そこでモーセはイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った。ここそこでモーセはイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った。そこでモーセはイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った。ここそこでモーセはイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った。

あなたがたは言いなさい、『これは主の過越の犠牲である。エジ子供たちが『この儀式はどんな意味ですか』と問うならば、『セジン・ジン・ 許されない プトびとを撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の き、この儀式を守らなければならない。エト、もし、あなたがたの 家を過ぎ越して、 ための定めとして、永久に守らなければならない。 三あなた ぎしき まも主が約束されたように、あなたがたに賜る地に至るとしゅ やくそく 伏して礼拝した。 であろう。三四あなたがたはこの事を、 われわれの家を救われたのである。」。民はこ あなたと子孫

せ、

立って、わたしの弐の白ゃっぱいで、これの人々はアロンを呼び寄せて言った、「あなたがたとイスラエルの人々はアロンを呼び寄せて言った、「あなたがたとイスラエルの人々は 起きあがり、エジプトに大いなる叫びがあった。死人のない家のそれでパロとその家来およびエジプトびとはみな夜のうちに ち位に座するパロのういごから、地下のひとやにおる捕虜のう ように羊と牛とを取って行きなさい。また、わたしを祝福しなたの言うように、行って主に仕えなさい。三 あなたがたの言う がなかったからである。゠゠そこでパロは夜のうちにモーセと モーセとアロンに命じられたようにした。 IA イスラエルの人々は行ってそのようにした。すなわち主が いごにいたるまで、また、すべての家畜のういごを撃たれた。ヨ ニホ 夜中になって主はエジプトの国の、すべてのういご、すなわい。 そしてあなたが

> 着物に包んで肩に負った。三五そしてイスラエルの人々はモー\*\*もの この 民はまだパン種を入れない練り粉を、こばちのままある。三四民はまだパン種を入れない練り粉を、こばちのまま エジプトびとのものを奪い取った。 せの言葉のようにして、エジプトびとから銀の飾り、金の飾り、 らせようとした。彼らは「われわれはみな死ぬ」と思ったからで また衣服を請い求めた。〓<主は民にエジプトびとの情を得さい。」( しょ) たみ WWI こうしてエジプトびとは民をせき立てて、すみやかに国を去 。 🖪 民はまだパン種を入れない練り粉を、こばちのまま

から追い出されて滞ることができず、また、何の食 料をも整えパン種を入れていなかったからである。それは彼らがエジプトえて出た練り粉をもって、種入れぬパンの菓子を焼いた。まだえて出た練り かった。女と子供を除いて徒歩の男子は約六十万人であった。
またな こども のそ と ほ だんし やく にん イスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに向 の家畜も彼らと共に上った。 Ξπ そして彼らはエジプトから携 三へまた多くの入り混じった群衆および羊、牛など非常に多く ていなかったからである。

にこの夜、 四〇イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間。 をしなければならない。 は、 四百三十年

ルの全会衆はこれを守らなければならない。四、寄留の外国人ではならない。また、その骨を折ってはならない。四セイスラエ れを食べなければならない。その肉を少しも家の外に持ち出し者と、雇人とは、これを食べてはならない。宮へひとつの家でこま。、やとこと 四九この律法は国に生れたものにも、 るときは、その男子はみな割礼を受けてのち、近づいてこれを守し 四三主はモーセとアロンとに言われた、「過越の祭の定めは次 ている外国人にも同一である」。 があなたのもとにとどまっていて、主に過越の祭を守ろうとす を行ってのち、これを食べさせることができる。四元仮ずまいのまた。 ない。四しかし、 ることができる。そうすれば彼は国に生れた者のようになるで とおりである。 しかし、無割礼の者はだれもこれを食べてはならない。 すなわち、異邦人はだれもこれを食べてはなら おのおのが金で買ったしもべは、これに割礼。 あなたがたのうちに寄留し Ô

エルの人々を、その軍団に従ってエジプトの国から導き出されンに命じられたようにした。 エニ ちょうどその日に、主はイスラムのイスラエルの人々は、みなこのようにし、主がモーセとアロー

ŧ

# 三章

主はモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々のうちで、すべ

れ、 それはわたしのものである」。 てのういご、すなわちすべて初めに胎を開いたものを、 獣であれ、みな、わたしのために聖別しなければならない。 人であ

ンを食べ、七日目には主に祭をしなければならない。t種入れぬこの儀式を守らなければならない。<七日のあいだ種入れぬパこの儀式を守らなければならない。<七日のあいだ種入れぬパ乳と蜜との流れる地に、 導き入れられる時、あなたはこの月にいきを みっぷ パンを七日のあいだ食べなければならない。種を入れたパンをなぬか べてはならない。四あなたがたはアビブの月のこの日に出るのがたをここから導き出されるからである。種を入れたパンを食 ■モーセは民に言った、「あなたがたは、エジプトから、 二主があなたとあなたの先祖たちに誓われたように、 あなたはこの定めを年々その期節に守らなければならない。 をあなたの口に置かなければならない。主が強い手をもって、 を、手につけて、しるしとし、目の間に置いて記念とし、主の律法で、「これでは、」ではない。 きに、主がわたしになされたことのためである』。ヵそして、これ の子に告げて言いなさい、『これはわたしがエジプトから出ると カナンびと、ヘテびと、アモリびと、ヒビびと、エブスびとの地 である。
軍主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われた。 家から出るこの日を覚えなさい。主が強い手をもって、いま あなたをエジプトから導き出されるからである。 あなたの所に置いてはならない。また、あなたの地区のどこで あなたの所にパン種を置いてはならない。^その日、あなた 10 それゆえ あなたを あなた 奴ヒャ |<神は紅海に沿う荒野の道に、民を回らされた。 イスラエルの | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*

かったが、神は彼らをそれに導かれなかった。民が戦いを見れ

ならない、『主が強い手をもって、われわれをエジプトから、奴隷『これはどんな意味ですか』と問うならば、これに言わなければ われを去らせなかったため、主はエジプトの国のういごを、人のの家から導き出された。「ヨそのときパロが、かたくなで、われ ごは、ことごとく主にささげなければならない。 して、これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとししの子供のうちのういごは、すべてあがなうのである』。「^そ ういごも家語のういごも、ことごとく殺された。それゆえ、初め なければならない。主が強い手をもって、 て胎を開く男性のものはみな、主に犠牲としてささげるが、わたたい。 でんせい わなければならない。もし、あがなわないならば、その首を折ら べて、ろばの、初めて胎を開いたものは、小羊をもって、 らの男性のものは主に帰せしめなければならない。 三 また、す から導き出されたからである」。 なければならない。あなたの子らのうち、すべて、 は、すべて初めに胎を開いた者、およびあなたの家畜の産むうい カナンびとの地に導いて、それをあなたに賜わる時、ニあなた。 こもさて、パロが民を去らせた時、ペリシテびとの国の道は近い きょうしょ こくに みち しか あがなわなければならない。一四後になって、 われわれをエジプト すなわち、それ あなたの子が 男のういご あがな

# 第一四章

であることを知らせるであろう」。彼らはそのようにした。 まはモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に告げ、引き返して、ミグドルと海との間にあるピハヒロテの前、バアルゼポンとわらに宿営させなさい。あなたがたはそれにむかって、海のかの前に宿営させなさい。あなたがたはそれにむかって、海のかの前に宿営させなさい。あなたがたはそれにむかって、海のかの前に宿営させなさい。あるとを追うであろう。わたしはパロとするから、パロは彼らのあとを追うであろう。わたしはパロとするから、パロは彼らのあとを追うであろう。わたしはパロとするから、パロは彼らのあとを追うであろう。初らはそのようにした。

はいようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みせないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みせないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みせないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みせないようにしたのであろう」。本それでパロは戦車を整え、みがからその民を率い、セまた、えり抜きの戦車六百と、エジプトがからその民を率い、セまた、えり抜きの戦車六百と、エジプトがプトの王パロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエルの人々のあとを追った。イスラエルの人々は意気揚々と出たのの人々のあとを追った。イスラエルの人々は意気揚々と出たのである。カエジプトびとは彼らのあとを追い、パロのすべての「いまである。カエジプトびとは彼らのあとを追い、パロのすべての「いまである。カエジプトびとは彼らのあとを追い、パロのすべての「いまない」といいといいという。本のかたわらに宿営している彼らに追いいという。本のかたわらに宿営している彼らに追いいという。本のかたわらに宿営している彼らに追いいという。

するにはよかったのです」。I≡モーセは民に言った、「あなたがたいという。 元野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたちを携え出したのですか。なぜわたしたちをエジプトであなたに告げて、『わたしたちを捨てておいて、エジプトがら導き出して、こんなにするのですか。これたしたちをエジプトがら導き出して、こんなにするのですか。これたしたちがエジプトがら導き出して、こんなにするのですか。これたしたちがエジプトがら導き出して、こんなにするのですか。なぜわたしたちがエジプトから導き出して、こんなにするのですか。なぜわたしたちがエジプトがら導き出して、こんなにするのですか。 コーカたしたちがエジプトのか。 荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたんか。 荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたんか。 荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたんか。 荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたんか。 荒野で死ぬよりもエジプトびとに仕える方が、わたしたちがは、カーセは民に言った、「あなたがたしたがない。

「れこのとき、イスラエルの部隊の前に行く神の使は移って彼らいっとき、イスラエルの部隊の前に行く神の使は移って彼らのうしろに行った。雲の柱も彼らの前から移って彼らのうしろのうしろにきたので、そこに雲とやみがあり夜もすがら、かれとこれと近できたので、そこに雲とやみがあり夜もすがら、かれとこれと近づくことなく、夜がすぎた。 こ モーセが手を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。こ モーセが手を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。こ モーセが手を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。こ モーセが手を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。こ こ モーセが手を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。こ こ エンフとして できる こと できる これ このとき、イスラエルのがあいまりない。

とは言った、「われわれはイスラエルを離れて逃げよう。主が彼の戦車の輪をきしらせて、進むのに重くされたので、エジプトび トびとの軍勢を見おろして、エジプトびとの軍勢を乱し、15 そくらばい みだ の右と左に、 らのためにエジプトびとと戦う」。 かきとなった。ここエジプトびとは追ってきて、

<水は流れ返り、イスラエルのあとを追って海にはいった戦車等 第一覧 見た。三イスラエルはまた、主がエジプトびとに行われた大いみがわれた。イスラエルはエジプトびとが海べに死んでいるのをする。 いった。これしかし、イスラエルの人々は海の中のかわいた地をかった。これしかし、イスラエルの人々は海の中のかわいた地をと騎兵およびパロのすべての軍勢をおおい、ひとりも残らなきへい らせなさい」。こもモーセが手を海の上にさし伸べると、夜明けし伸べて、水をエジプトびとと、その戦車と騎兵との上に流れ返え、そのとき主はモーセに言われた、「あなたの手を海の上にさ かって逃げたが、主はエジプトびとを海の中に投げ込まれた。ニ になって海はいつもの流れに返り、エジプトびとはこれにむ なるみわざを見た。それで民は主を恐れ、 行ったが、水は彼らの右と左に、かきとなった。 ≡○このように、主はこの日イスラエルをエジプトびとの手から 主とそのしもベモー

> 歌った。彼らは歌って言った、 そこでモーセとイスラエ ルの人々は、 この 一歌を主にむかって

\*主よ、あなたの右の手は力をもって栄光にかがやく = 主はいくさびと、その名は主。 彼はわたしの父の神、わたしは彼をあがめる。 三主はわたしの力また歌、わたしの救となられた、 彼はわたしの父の神、かれ 彼こそわたしの神、 彼は馬と乗り手を海に投げ込まれず。 っょって きみ な これは輝かしくも勝ちを得られた、 れ かぎゃ 主にむかってわたしは歌おう、 彼はパロの戦車とその軍勢とを海に投げ込まれた、 あなたの右の手は敵を打ち砕く。 わたしは彼をたたえる、

四

彼らは、わらのヒうこれがなたが怒りを発せられる。 主よ、 あなたに立ちむかう者を打ち破られた。 + あなたは大いなる威光をもって わらのように焼きつくされた。

21

わたしの欲望を彼らによって満たそう、分捕物を分かち取ろう、 ニ 主よ、神々のうち、だれがあなたに比べられようか 彼らは鉛のように、大水の中に沈んだ。

なれ なまり なか しゅ ほむべくして恐るべきもの、 だれがあなたのように、聖にして栄えあるもの、 □○あなたが息を吹かれると、海は彼らをおおい、 つるぎを抜こう、わたしの手は彼らを滅ぼそう』。 ヵ敵は言った、『わたしは追い行き、 大水は海のもなかに凝り固まった。 追い着いて、

み力をもって、あなたの聖なるすまいに伴われた。 II あなたは、あがなわれた民を恵みをもって導き、 地は彼らをのんだ。 三あなたが右の手を伸べられると、

くすしきわざを行うものであろうか。

モアブの首長らは、わななき、エエドムの族長らは、おどろ ペリシテの住 民は苦しみに襲われた。 四もろもろの民は聞いて震え、 おどろき、

み腕の大いなるゆえに、彼らは石のように黙した、 カナンの住民は、みな溶け去った。 おののきとは彼らに臨み、

> 預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリットである。 まず ない かっかわいた地を行った。 こ0 そのとき、アロンの姉、女の中のかわいた地を行った。 こ0 そのとき、アロンの姉、女のない。 まず から なが から ない とし これパロの のまが、その戦車および騎兵と共に海にはいると、主は 「れパロの のま でミリアムは彼らに和して歌った、シを取って、踊りながら、そのあとに従って出てきた。三 そこンを取って、聞りながら、そのあとに従って出てきた。三 そこ みずから造られた所、 主し、 - 八主は永遠に統べ治められる」。 主よ、み手によって建てられた聖所。 主よ、これこそあなたのすまいとして、 あなたの嗣業の山に植えられる。 - もなたは彼らを導いて、 あなたが買いとられた民の通りすぎるまで。 あなたの民の通りすぎるまで、

彼は馬と乗り手を海に投げ込まれた」。彼は輝かしくも勝ちを得られた、 主にむかって歌え、

かった。三 彼らはメラに着いたが、メラの水は苦くて飲むことシュルの荒野に入り、三日のあいだ荒野を歩いたが、水を得なシュルの荒野に入り、三日のあいだ荒野を歩いたが、水を得な三 さて、モーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らは きに、民はモーセにつぶやいて言った、「わたしたちは何を飲む ができなかった。それで、その所の名はメラと呼ばれた。ことと

# 第一六章

「イスラエルの人々の全会 衆はエリムを出発し、エジプトの地を出て二か月目の十五日に、エリムとシナイとの間にあるシンを出て二か月目の十五日に、エリムとシナイとの間であるにを言った、「われわれはエジプトの地で、肉のなべのかたわらに座言った、「われわれはエジプトの地で、肉のなべのかたわらに座し、飽きるほどパンを食べていた時に、主の手にかかって死んでしたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出いたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出いたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出いたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出いたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出いたら良かった。あなたがたは、われわれをこの荒野に導き出して、全会衆を餓死させようとしている」。

「夕暮には、あなたがたは、エジプトの地からあなたがたを導き」をいる。それ、モーセとアロンは、イスラエルのすべての人々に言った、 調理すると、それは日ごとに集めるものの二倍あるであろう」。かどうかを試みよう。五六日目には、彼らが取り入れたものをうかどうかを試みよう。五六日目には、彼らが取り入れたものをとに集めなければならない。こうして彼らがわたしの律法に従とに集め むと、見よ、 ぶやくのは、われわれにむかってでなく、主にむかってである」。 しゅ えて食べさせ、朝にはパンを与えて飽き足らせられるであろう。 えて食べさせ、朝にはパンを与えて飽き足らせられるであろう。 いなさい、『あなたがたは主の前に近づきなさい。 九 か」。<モーセはまた言った、「主は夕暮にはあなたがたに肉を与たいわれわれを何者として、われわれにむかってつぶやくの たいわれわれを何者として、 なたがたは主の栄光を見るであろう。主はあなたがたが主に 出されたのが、主であることを知るであろう。セまた、朝には、あ のために、天からパンを降らせよう。民は出て日々の分を日ご四そのとき主はモーセに言われた、「見よ、わたしはあなたがた からである。いったいわれわれは何者なのか。あなたがたのつ 主はあなたがたが、主にむかってつぶやくつぶやきを聞かれた。 かってつぶやくのを聞かれたからである。 モー そのとき主はモーセに言われた、「見よ、 われた、 せはアロンに言った、「イスラエルの人々の全会衆に言いない」の人々の全会衆に言いている。 主の栄光が雲のうちに現れていた。こまはモール・ページ 「わたしはイスラエルの人々のつぶやきを聞 あなたがたは、 主が あなたが いっ

神、主であることを知るであろう』と」。パンに飽き足りるであろう。そうしてわたしがあなたがたのた。彼らに言いなさい、『あなたがたは夕には肉を食べ、朝にはた。タビ

ていた。「ヵモーセは彼らに言った、「だれも朝までそれを残しも不足しなかった。おのおのその食べるところに従って集めれを計ってみると、多く集めた者にも余らず、少なく集めた者にれを計ってみると、多く集めた者にも余らず、少なく集めた者にれる。 が命じられるのはこうである、『あなたがたは、おのおのその食たこれは主があなたがたの食物として賜わるパンである。 エҳ 主 くと、荒野の面には、薄いうろこのようなものがあり、ちょうど朝になると、宿営の周囲に露が降りた。 四その降りた露がかわます 地に結ぶ薄い霜のようであった。」エイスラエルの人々はそれ まりべになると、うずらが飛んできて宿営をおおった。 ておいてはならない」。このしかし彼らはモーセに聞き従わない ある者は多く、ある者は少なく集めた。「^しかし、オメルでそ れを取りなさい』と」。「モイスラエルの人々はそのようにして、 ひとり一オメルずつ、おのおのその天幕におるもののためにそ べるところに従ってそれを集め、あなたがたの人数に従って、 であるのか知らなかったからである。 を見て互に言った、「これはなんであろう」。彼らはそれがなん。 食べるところに従って、 ある者は朝までそれを残しておいたが、虫がついて臭くなっ セは彼らにむかって怒った。三一彼らは、おのおのその 朝ごとにそれを集めたが、 モーセは彼らに言った、 日が熱くな また、

これは溶けた。

安息日であるから、その日には無いであろう」。こもところが民意をといる。これ、日の間はそれを集めなければならない。七日目はきの安息日であるから、きょうは野でそれを獲られないであろきの安息日であるから、きょうは野でそれを獲られないであるた。これモーセは言った、「きょう、それを食べなさい。きょうはた。これモーセは言った、「きょう、それを食べなさい。きょうは つまでわたしの戒めと、律法とを守ることを拒むのか。 1ヵ 見つまでわたしの戒めと、律法とを守ることを拒むのか。 1ヵ 見いました 15 ほう とば まも これ そこて主はモーセに言われた、「あなたがたは、い 焼き、煮ようとするものを煮なさい。残ったものはみな朝まで よ、主はあなたがたに安息日を与えられた。 のうちには、七日目に出て集めようとした者があったが、獲ら に、それを朝まで保存したが、臭くならず、また虫もつかなかっ たくわえて保存しなさい』と」。この彼らはモーセの命じたよう すは主の聖安息日で休みである。 == モーセは彼らに言った、「主の語られたのはこうである、『あ を集めた。そこで、会衆の長たちは皆きて、モーセに告げたが、 三 六日目には、彼らは二倍のパン、すなわちひとりにニオメル きよう、 焼こうとするものを ゆえに六日目には、 ħ

であった。゠゠モーセは言った、「主の命じられることはこうでンドロの実のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのよう゠゠イスラエルの家はその物の名をマナと呼んだ。それはコエ

までマナを食べた。三大一才メルは一エパの十分の一である。までマナを食べた。三大一才メルあなたがたの子孫のためにたくわえておおる。『それを一才メルあなたがたの子孫のためにたくわえておれて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこで主がモーセにいて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこで主がモーセにいて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこで主がモーセについて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこで主がモーセにいて、子孫のためにたくわえなさい」。三日そこでは、一方の一である。までマナを食べた。三大一才メルあなたがたの子孫のためにたくわえておれていた。三大一大メルあなたがたの子孫のためにたくわえておおる。『それを一才メルあなたがたの子孫のためにたくわえておれていた。『大小は一エパの十分の一である。

# 第一七章

すれば うにし、 丘の頂に立つであろう」。10ヨシュアはモーセが彼に言ったよいのできょうという。20ヨシュアはモーセが彼に言ったよアマレクと戦いなさい。わたしはあす神のつえを手に取って、 打った、つえを手に取って行きなさい。<見よ、わたしはホレブラのた、イスラエルの長老たちを伴い、あなたがナイル川を書き、 を打ち敗った。 らなかった。 三ヨシュアは、 ちらにいて、モーセの手をささえたので、彼の手は日没までさ、 と、彼はその上に座した。 なったので、アロンとホルが石を取って、モーセの モー ∧ときにアマレクがきて、 うちにおられるかどうか」と言って主を試みたからである。 スラエルの人々が争ったゆえ、また彼らが「主はわたしたち \ <u>`</u> の岩の上であなたの前に立つであろう。 うとしています」。π主はモーセに言われた、「あなたは民の前気を表しています」。 して彼はその所の名をマッサ、またメリバと呼んだ。これ はイスラエルの長老たちの目の前で、そのように行った。ょそ 水がそれから出て、民はそれを飲むことができる」。 セはヨシュアに言った、「われわれのために人を選び、出 ばよいのでしょう。彼らは、今にも、わたしを石で打っ アマレクと戦った。 そしてひとりはこちらに、ひとりは わたしはあす神のつえを手に取って、 イスラエルとレピデムで戦った。 モーセとアロンおよびホルは丘の つるぎにかけてアマレクとその あなたは岩を打ちなさ 足もとに置く モー 15殺 はイ セ

言った、 築いてその名を「主はわが旗」と呼んだ。「<そしてモーセはの記憶を完全に消し去るであろう」。「H モーセは一つの祭壇をれをヨシュアの耳に入れなさい。わたしは天が下からアマレクれをヨシュアの耳に入れなさい。 主はモーセに言われた、「これを書物にしるして記念とし、そ

主は世々アマレクと戦われる」。 「主の旗にむかって手を上げる、

神の山に宿営したのしゅうと、 ルショムといった。モーセが、「わたしは外国で寄留者となって ラと、三そのふたりの子とを連れてきた。そのひとりの名はゲー エジプトから導き出されたことを聞いた。こそれでモーセのセと、み民イスラエルとにされたすべての事、主がイスラエルを ぎからわたしを救われた」と言ったからである。πこうしてモー モーセに言った、「ごらんなさい。 いった。「わたしの父の神はわたしの助けであって、 いる」と言ったからである。四ほかのひとりの名はエリエゼルと しゅうと、エテロは、さきに送り返されていたモーセの妻チッポ モーセのしゅうと、ミデアンの祭司エテロは、 宿営しているモーセの所にきた。^その時、 エテロは、 モーセの妻子を伴って、荒野に行き、 あなたのしゅうと、エテロ パロのつる ある人が 神がモー

> ルをエジプトびとの手から救い出して、もろもろの恵みを賜れたことを、しゅうとに物語ったので、ヵエテロは主がイスラエー。 すべての事、道で出会ったすべての苦しみ、また主が彼らを救わせは、主がイスラエルのために、パロとエジプトびととにされた づけして、互に安否を問い、共に天幕にはいった。<そしてモー す」。
>
> ・そこでモーセはしゅうとを出迎えて、身をかがめ、彼に わったことを喜んだ。 あなたの妻とそのふたりの子を連れて、 あなたの所にこられ

実に彼らはイスラエルびとにむかって高慢にふるまったが、主じてかれていたがら救い出された。二 今こそわたしは知った。びとの手の下から救い出された。二 今こそわたしは知った。 前で食事をした。 スラエルの長老たちもみなきて、 モーセのしゅうとエテロは燔祭と犠牲を神に供え、アロンとイはあらゆる神々にまさって大いにいますことを」。三 そして たをエジプトびとの手と、パロの手から救い出し、民をエジプト - ○ そしてエテロは言った、「主はほむべきかな。 モーセのしゅうとと共に 主はあなたが

がすべて民にしていることを見て、言った、「あなたが民にして から晩まで、あなたのまわりに立っているのはなぜですか」。「五 で、 \_ = いるこのことはなんですか。 ] あくる日モーセは座して民をさばいたが、 モーセのまわりに立っていた。「四 セはしゅうとに言った、 「民が神に伺おうとして、わたしの「たみ」がみ うかが あなたひとりが座し、民はみな朝 モーセの 民は朝き しゅうとは、 から晩れ

モ

七

れ

す。わたしは相互の間をさばいて、神の定めと判決を知らせる所に来るからです。1 < 彼らは事があれば、わたしの所にきま るこれは良くない。1<あなたも、あなたと一緒にいるこの民のです」。1セモーセのしゅうとは彼に言った、「あなたのしていて、オブー・オー 十人の長、十人の長とした。 ニューをまま皮っド せん ちょう にん ちょう にん ちょう へいそ かれ たみ これ ちょう にん ちょう な人を選んで、民の上に長として立て、千人の長、百人の長、五のと えら から うえ ちょう たん しょう しょう フラコルのうちから有能 神もまたあなたに命じられるならば、あなたは耐えることがで紫 た。こますなわち、モーセはすべてのイスラエルのうちから有能 き、この民もまた、みな安んじてその所に帰ることができよう」。 四四 モー セはしゅうとの言葉に従い、すべて言われたようにし かたしの所にきま

たので、その国に帰って行った。 みずからさばいた。これこうしてモー かしい事件はモーセに持ってきたが、 セ 小さい事件はすべて彼ら は しゅうとを送り返れる

#### 第 一九章

と、主は山から彼を呼んで言われた、「このように、ヤコブの家を、正は山から彼を呼んで言われた、「このように、ヤコブの家をの所で山の前に宿 営した。〓さて、モーセが神のもとに登る出立してシナイの荒野に入り、荒野に宿 営した。イスラエルは出立してシナイの荒野にはいった。〓すなわち彼らはレピデムをに、シナイの荒野にはいった。〓すなわち彼らはレピデムをに、シナイの荒野にはいった。〓すなわち彼らはレピデムをに、シナイの荒野にはいった。〓すなわち彼らはレピデムをいる。 これらの言葉を、すべてその前に述べたので、<民はみな共に ろう。全地はわたしの所有だからである。 が、まことにわたしの声に聞き従い、 たしがエジプトびとにした事と、あなたがたを鷲の翼に載せ、に言い、イスラエルの人々に告げなさい、四『あなたがたは、・ しに対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう』。 ば、あなたがたはすべての民にまさって、わたしの宝となるであ わたしの所にこさせたことを見た。ヨそれで、 えて言った、「われわれは主が言われたことを、 それでモーセは行って民の長老たちを呼び、たみ、ちょうろう があなたのイスラエルの人々に語るべき言葉である」。 わたしの契約を守るならそれで、もしあなたがた n あなたがたはわた 主が命じられ みな行います」。 わ て

たを信じさせるためである」。れはわたしがあなたと語るのを民に聞かせて、彼らに長くあなれはわたしは濃い雲のうちにあって、あなたに臨むであろう。そよ、わたしは濃い雲であらにあって、あなたに臨むであろう。そモーセは民の言葉を主に告げた。ヵ主はモーセに言われた、「見

にしなさい。山に触れる者は必ず殺されるであろう。 | 三手をにしなさい。心に触れる者は必ず殺されるであろう。 | 三手をがたは注意して、山に上らず、また、その境界に触れないようがとはない。 それに触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺される。 三あなたは民のために、周囲に境を設けて言いなさい、『あなた」 では、「では、たった。」もも一七が民を神に会わせるために、おる民はみな震えた。」もモーセが民を神に会わせるために、 | | 三日目の朝となって、かみなりと、いなずまと厚い雲とが、山 らはその衣服を洗った。」ヨモーセは民に言った、「三日目まで い』。ラッパが長く響いた時、彼らは山に登ることができる」と。か、射殺されるであろう。獣でも人でも生きることはできなか、射殺されるであろう。 目に主が、すべての民の目の前で、シナイ山に下るからである。め、しゅ の上にあり、ラッパの音が、はなはだ高く響いたので、 に備えをしなさい。 女に近づいてはならない」。 |四そこでモーセは山から民のところに下り、民をきよめた。彼れの くん ない モーセは民の言葉を主に告げた。この主はモーセに言われ イ山は全山煙った。主が火のなかにあって、 その上に下られた 宿営に

> シナイ山の頂に下られた。そして主がモーセを山の頂に召させは語り、神は、かみなりをもって、彼に答えられた。三〇主 主が彼らを打つことのないようにするためである」。 == モーセ る」。これモーセは民の所に下って行って彼らに告げた。 うにしなさい。主が彼らを打つことのないようにするためであ 祭司たちと民とが、押し破って主のところに登ることのないよきにしている。 さいしたなのではアロンと共に登ってきなさい。れ。そしてあなたはアロンと共に登ってきなさい。 よめよ』と言われたからです」。この主は彼に言われた、「行け、下あなたがわたしたちを戒めて『山のまわりに境を設け、それをき 三主に近づく祭司たちにもまた、その身をきよめさせなさい。 ようとし、多くのものが死ぬことのないようにするためである。 行って民を戒めなさい。民が押し破って、主のところにきて、見たので、モーセは登った。三 主はモーセに言われた、「下ってき しく震えた。「ヵラッパの音が、いよいよ高くなったとき、 からである。その煙は、かまどの煙のように立ち上、のほかりである。 は主に言った、「民はシナイ山に登ることはできないでしょう。 すり、全山に 主は はげ

# 第二〇章

奴隷の家から導き出した者である。これたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地に、おたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地にはこのすべての言葉を語って言われた。

あなたは姦淫してはならない。あなたは殺してはならない。

■あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。 ■あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は 四あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は をらない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子たしは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。上は、あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。上は、かる名をみだりに唱えるものを、罰しないでは置かないであります。

へ安息日を覚えて、これを聖とせよ。π、一日のあいだ嫌いてあなれてのすべてのわざをせよ。「○七日目はあなたの神、主が賜わる地たのすべてのわざをせよ。「○七日目はあなたの神、主の安息である。それで主は安とである。「一主は六日のうちに、天と地となる。それで主は安とでは、はしため、家畜、またあなたの門のうちある。それで主は安とでは、はしため、家畜、またあなたの門のうちある。それで主は安とでは、ないではならない。あなたの人と母を敬え。これは、あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く生きるためである。

ろう。

ているない」。 「A あなたは強人の家をむさぼってはない。 はしため、牛、ろば、またすべて隣人のものをむさぼってはならない。 隣人の妻、しもこれあなたは隣人について、偽証してはならない。 はしものなたは盗んではならない。

をささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。三国あなたがたは、わたしがなんがたのために、造ってはならない。三国あなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。三国あなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。三国あなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。三国あなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。三国あなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。三国あなたがたはわたしとなったがたのために、造ってはならない。最の神々も、あからがながたのために、造ってはならない。またしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。わたしの名を覚えさせるすべてのをささげなければならない。

ことのないようにするためである』。
ことのないようにするためである』。
ことのないようにするためである。これの祭壇を造るならば、切り石で築いてはならない。あなたがもし、のみをそれに当てるならば、それてはならない。あなたがもし、のみをそれに当てるならば、それの祭壇を造るならば、切り石で築いるなんがもしれたしに石の祭壇を造るならば、切り石で築いるなんが、わたしはあなたに臨んで、あなたを祝福するであろう。これで、

## 第二一章

これはあなたが彼らの前に、すべきおきてである。こあなたい。四もしその主人が彼に妻を持っていたならば、独身で去らなければならない。三彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。三彼を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。三彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。三彼がもし独身できたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。三彼がもし独身できたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。三彼がもしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るったしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るったしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るったりの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るったりの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るったりの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るったりの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去るとい。まりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼とは、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。

ならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
ならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
ならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
ならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
ならば、彼女は金を償わずに去ることができる。

せられない。奴隷は彼の財産だからである。せられない。奴隷は彼の財産だからである。しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰しかし、タャホ え人 その手の下に死ぬならば、 されるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれ た時、これが死なないで床につき、「ヵ」再び起きあがって、 このもし人がつえをもって、自分の男 奴隷または女 奴隷を撃ち、 にじゅうぶん治療させなければならない。 にすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆる 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った。たが、きらそ 必ず罰せられなければならない。 つえ

か

傷、打ち傷には打ち傷をようっています。これは焼き傷、傷には歯には歯、手には手、足には足、豆焼き傷には焼き傷、傷には目、はい。ここしかし、ほかの害がある時は、命には命、三日には目、ない。ここしかし、ほかの害がある時は、命には命、三日には目、ない。ここしかし、ほかの害がある時は、命には幸いとは、傷に支払れなければなら 罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならいのならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める 

撃ち殺されなければならない。 らせなければならない。これまた、もしその男奴隷の一本の歯、 |<もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で にこれを自由の身として去らせなければならな またはその女 奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のため これもし人が自分の男 奴隷の片目、または女 奴隷の片目を撃ち、ひと じぶん おとじどれい かため おんなどれい かため う これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去 その肉は食べてはならない。

> その持ち主もまた殺されなければならない。三の彼がもし、あがために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、 撃ち殺されなければならない。に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石でに銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で 女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならな 命の償いに支払わなければならない。三、男の子を突いても、いのものでは、しょらのないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、 い。 三 牛がもし男 奴隷または女 奴隷を突くならば、その主人 が あって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかった し、 その牛の持ち主は罪がない。これ牛がもし以前から突く癖ない。

なければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであれば、E四穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わまれば、E四穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わ あろう。 おおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことが 

癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおく。 も分けなければならない。 mx あるいはその牛が以前から突く わなければならない。 の生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものを III ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはそ かなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償 しかし、その死んだ獣は彼のものとなる

で

# 第二二章

- もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。 まて彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 P もしその盗んだ物がながなった。 では、では、では、では、でいったのである。 B もしその盗んだ物がない。 まし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺してせよ、これを二倍にして償わなければならない。 まて彼は必ずにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 まて彼は必ずにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 まて彼は必ずにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 まて彼は必ずにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 まて彼は必ずにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 まて彼は必ずにない。 まての人には血を流した罪はない。 ましかし日がのたときは、その人には血を流した罪はない。 ましかし日がのたときは、その人には血を流した罪はない。 まていはこれを売りた。

償わなければならない。

『さいとはなりは、その人に血を流した者は、必ずこれをまたは畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれをはなり、からと、はなり、はなりです。これを償わなければならない。という畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。どう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。どう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。どう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。というとはなりません。または畑を焼いたならば、その人に血を流した罪がある。ぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。

なければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物にいた。 いん しゅじん かみ まえっ ない これ もし盗びとが見つけらればならない。 < もし盗びとが見つけられる これを二家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二くとし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人のせるし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の

を二倍にしてその相手に償わなければならない。 きごなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれな失った物であれ、それはついて言い争いが起り『これがそれなり』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出です』と言う者があれば、その双方にあるいが起り『これがそれなり』と言う者があれば、その双方にあるいが起り』と言う者があれば、その双方にある。

10 もしひが、ろば、または牛、またはさ、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪りに及ばない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪信うに及ばない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪信うに及ばない。三けれども、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪れた時は、その持ち主に償かなければならない。三もしそれが裂き殺された時は、その持ち主に償かなければならない。一里もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その勢き殺されたものは償うに及ばない。

賃をそれに当てなければならない。 したものならば、その借いない。 まもしそれが賃借りしたものならば、その借いればならない。 まもしその持ち主がそれと共におれば、それければならない。 まもしその持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わな場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わない。 ない から ない から

彼は必ずこれに花嫁 料を払って、妻としなければならない。」もがれがなら はなよめりょう ほら っまっま もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、「 これとっと

| n すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。| ^ 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。 二〇主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなり。 ければならない。

寡婦、または孤児を悩ましてはならない。三 もしあなたが皮っ寄留の他国人であったからである。三 あなたがたはすべてます。 たいくじ あったからである。 三 かなたがたはすべてしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、しえたげてはならない。 をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼の人るまでにそれを返さなければならない。こもこれは彼の身を取ってはならない。これもし隣人の上着を質に取るならば、日を取ってはならない。これから利子これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子 寡婦となり、あなたがたの子供たちは狐見とよるでううう。からるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻はつるぎをもってあなたがたを殺すであろう。 その叫びを聞くであろう。三四そしてわたしの怒りは燃えたち、 は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶな を悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずい。 三 あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。 また、これを らである |玉 あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、 わたしはこれに聞くであろう。 わたしはあわれみ深いか

> 二 てはならな あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろっ

らってはならない。 二九 あなたの豊かな穀物と、 あふれる酒とをささげるに、 た め

七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげないかのだで、はは、とも、おなたの牛と羊をも同様にしなければならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。三〇あなあなたのういごを、わたしにささげなければならない。三〇あな なければならない。

らない。それは犬に投げ与えなければならない。ななたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはなない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはな 三 あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければなら

## 第二三

訴訟において、多数に従って片寄り、正義を曲げるような証言でしょう したが かたょ せいぎ ましょうけんなたは多数に従って悪をおこなってはならない。あなたはたすら したがっ きく をしてはならない。Ξまた貧しい人をその訴訟において、曲げて 悪人と手を携えて、悪意のある証人になってはならなめてはならない。 - あなたは偽りのうわさを言いふらしてはならない。 かばってはならない。 あなたは

もし、 必ずこれを彼の所に連れて行って、帰さなければならない。 あなたが敵の牛または、ろばの迷っているのに会う時

は、 四

い。賄賂は人の目をくらまし、正しい者の事件をも曲げさせるい。賄賂は人の目をくらまし、正しい者の事件をもってはならなすることはないからである。<あなたは賄賂を取ってはならなない者と正しい者とを殺してはならない。わたしは悪人を義とない者と正しい者とを殺してはならない。あなたは罪のせあなたは偽り事に遠ざからなければならない。あなたは罪のもなたは偽り事に遠ざからなければならない。あなたは罪のもない。 ずその人に手を貸して、これを起さなければならない。 からである。 あなたは貧しい者の訴訟において、裁判を曲げてはならない。 )を見る時は、これを見捨てて置かないように気をつけ、 み、とき しあなたを憎む者のろばが、その荷物の下に倒れ伏して け、かなられてい

心を知っているからである。 九 はエジプトの はエジプトの国で寄留の他国人であったので、寄留はあなたは寄留の他国人をしえたげてはならない。 寄留の他国人のまりゅう たこくじん

三あなたは六日のあいだ、仕事をし、七日目には休まなければ たのはしための子および寄留の他国人を休ませるためである。 あなたのぶどう畑も、オリブ畑も同様にしなければならない。い者がこれを食べ、その残りは野の獣が食べることができる。 さずに置かなければならない。そうすれば、 0 ならない。これはあなたの牛および、ろばが休みを得、 ることができる。 ニ しかし、 ことができる。こ しかし、七年目には、これを休ませて、耕るなたは六年のあいだ、地に種をまき、その産物を取り入れ わたしが、 他の神々の名を唱えてはならない。 あなたがたに言ったすべての事に心を留めなさ また、 あなたの民の貧し これをあなたの またあな

> \_ くちびるから聞えさせてはならない

実を畑から取り入れる年の終りに、取入れの祭を行わなければ寒を畑から取り入れる年の終りに、取入れの祭と、あなたの勤労の獲た物の勤労の初穂をささげる刈入れの祭と、あなたが畑にまいてでわたしの前に出てはならない。ニュまた、あなたが畑にまいてでわたしの前に出てはならない。ニュまた、あなたが畑にまいてである。だれも、むなし手にあなたがエジプトから出たからである。だれも、むなし手のあいだ、種入れぬパンを食べなければならない。それはそののあいだ、ない ばならない。 ならない。 〒男子はみな、年に三度、主なる神の前に出なけれ わたしが、あなたに命じたように、アビブの月の定めの時に七日 \ <u>`</u> あなたは年に三度、 I あなたは種入れぬパンの祭を守らなければなら わたしのために祭を行わなけれ ばならな ない

てはならない。また、わたしの祭の脂肪を翌朝まで残して置い「<あなたはわたしの犠牲の血を、種を入れたパンと共にささげ てはならない。

煮てはならない。焼えてこなければならない。 一 九 あなたの土地の初穂の最も良い物を、 あなたは子やぎを、 あなたの神、 その 母の乳でいる

らせ、 さな 前に慎み、その言葉に聞き従い、彼にそむいてはならない。 この見よ、わたしは使をあなたの前につかわ しの名が彼のうちにあるゆえに、 わたし が備えた所に導かせるであろう。 彼はあなたがたのとがをゆる ij あなたを道 あなたはそ わた で 守も

のあだをあだとするであろう。が語ることを行うならば、わたしはあなたの敵を敵とし、あなたが語ることを行うならば、わたしはあなたの敵を敵とし、あなたがた。ここしかし、もしあなたが彼の声によく聞きだが、すべてわたし

所の民を、ことごとく打ち敗り、すべての敵に、その背をあなた。 紫 倒し、その石の柱を打ち砕かなければならない。 15 あなたがたらのおこないにならってはならない。あなたは彼らを全く打ち の方へ向けさせるであろう。 ニヘ わたしはまた、 くまばちをあな ら追い払うであろう。あなたは、ついにふえひろがって、この地とのないためである。 IIO わたしは徐々に彼らをあなたの前か あろう。土地が荒れすたれ、野の獣が増して、あなたを害するこたしは彼らを一年のうちには、あなたの前から追い払わないで びヘテびとをあなたの前から追い払うであろう。ニェしかし、 わたしはあなたの先に、わたしの恐れをつかわし、あなたが行く もなく、 がたのパンと水を祝し、あなたがたのうちから病を除き去るで の神、主に仕えなければならない。そうすれば、わたしはあなた。 の神々を拝んではならない。これに仕えてはならない。また彼れの神々を拝んではならない。これに仕えてはならない。また彼れ の所に導き、わたしは彼らを滅ぼすであろう。三のあなたは彼られている。 たの先につかわすであろう。これはヒビびと、カナンびと、およ あろう。 ニト、 あなたの国のうちには流 産する女もなく、不妊の女 ホーヒム テータム ドルトム ホーヒム ドルトム == わたしの使はあなたの前に行って、あなたをアモリびと、 テびと、ペリジびと、カナンびと、ヒビびと、およびエブスびと わたしはあなたの日の数を満ち足らせるであろう。これ かわ ^

# 第二四章

こときに主はモーセに言われた、「山に登り、わたしの所にきいた。」四位は長 老たちに言った、「わたしたちがあなたがた登った。」四位は長 老たちに言った、「わたしたちがあなたがた登った。」四位は長 老たちに言った、「わたしたちがあなたがた登った。」四位は長 老たちに言った、「わたしたちがあなたがた登った。」四位は長 老たちに言った、「わたしが得法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが律法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが非法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが非法と戒めて、そこにいなさい。彼らを教えるために、わたしが非法と戒めて、こときに主はモーセに言われた、「山に登り、わたしが所にきっかが、あなたがたと共にいるから、事ある者は、だれでも彼かの所に発った。」

## 第二五章

ことはモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。三あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわたがたがは、一また、としいである。カナベーのための香料、生絹めのう、エポデと胸当にはめる宝石。ヘまた、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。カナベてあなたにい。わたしが彼らのうちに住むためである。カナベてあなたにい。わたしが彼らのうちに住むためである。カナベてあなたにい。わたしが彼らのうちに住むためである。カナベてあなたにい。わたしが彼らのうちに住むためである。カナベてあなたにいる。まないないないである。カナベスカなど、といいの人々に告げて、わたしかないないないない。

-ュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。ニ あなの 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さはニ

たは純純 Iffi さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。おを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。を造り、金でこれをおおわなければならない。 □ そしてそのさ あちら側に付けなければならない。こまたアカシヤ材 ければならない。 ならない。こまた金の環四 <そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納め るもろもろの 間があいだ 金 でこ 三また金の環四つを鋳て、おおい、その上の周囲に金 イスラエ 事を、 がしょうえ をおおわ すなわち二つの環をこちら側に、二つの環 あなたに語るであろう。 から、 ルの 四つを鋳て、その四すみに取り付けな上の周囲に金の飾り縁を造らなければえなければならない。すなわち内外と 人々のために、 かしの箱の 箱の中にはわたしが授けるあ 所を造らなければなら これを打物造りとし、 - ヵ一つのケルブをこ 上にある二つの わたしが命じようと 「ハまた二つの わたしはあな ケルビムは (罪所の 元にむか のさお ケル Ξ を

らない。 れらは純金で造らなければならない。三〇それの皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐためのい、それをもって、、机をかつがなければならない、それをもって、、気をかっがなければならない、それをもって、、気をかっがなければならない。 ばならない。 えのパン なたはまたアカシ ,を置いて、常にわたしの前にあるようにし 「1<またアカシヤ材のさおを造り、 机をかつがなければならない。 ンヤ材の机で がを造らなけれ ト、高さは っそして机の がんはなを造い 金でこれをお ばならない。 ニカま なけ の<sup>え</sup> 上ぇ 上には供 れ ば ح そ お れ 兀 け  $\mathcal{O}$ 

Ξ

燭台から出る六つの枝を、みなそのようこしなければようよとできる。この夢が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、三つの夢が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、 らない。 ない。 Ξ をこの側から、 りとし、 と花をもって一つの枝にあり、 。 IIM また、燭台の幹には、台から出る六つの枝を、 とし、その台、幹、萼、節、花を一つに連なまた純 金の燭 台を造らなければならな あ また、 めんどうの花の形をし あめんどうの花の 燭り 台だい の形をした は 打き つ 物が

#### 第二六章

また他の一連の端にある幕の縁にもそのようにしなければならまた他の一連の端にある幕の縁にもそのようにしなければならまた。またまない。エあなたは、その一枚の幕に乳五十をつけ、その神で幕を互に連ね合わせて一つの幕屋にしなければならない。エあなたはまた金の輪五十を作り、その輪で幕を互に連ね合わせて一つの幕屋にしなければならない。 すなわち幕十一枚の幕の幅は四キュビトで、その神で幕を互にばならない。 すなわち幕十一枚を作り、ハその一枚の幕の長さばならない。 すなわち幕十一枚を作り、ハその一枚の幕の長さは三十キュビト、その一枚の幕の幅は四キュビトで、その中一枚は三十キュビト、その一枚の幕の幅は四キュビトで、その十一枚は三十キュビト、その一枚の幕の幅は四キュビトで、その中一枚は三十キュビト、その一枚の幕の幅は四キュビトで、その神で幕を作らなければならない。 10 またその幕は同じ 寸法でなければならない。 カー連の端にある幕の縁に乳五十をつけ、他の一連の幕の縁にも乳五十をつけなさい。

らない。 に ビトと、 すなわちその残りの半幕を幕屋のうしろに垂れさせなければな 連ね合わせて一つにし、こその天幕の幕の残りのい。。 こそして青銅の輪五十を作り、 か のこちらとあちらとに垂れさせなければならない。 五 かけるおおいとを造らなければならない あなたは幕屋のために、 あちらのキュビトとは、 I= そして天幕の幕のたけで余るものの、 アカシャ材で立枠を造らなけれ その輪を乳に掛け、 幕屋をおおうように、その両 じゅごんの皮でその こちらのキュ 垂れる部が 一四また、 その天幕を ば

置かなければならない。これまたアカシヤ材で横木を造らなけの座は十六、この枠の下に二つの座、かの枠の下にも二つの座をのために設けるものである。こまこうしてその枠は八つ、その銀のために設けるものである。これ 合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、そのり、ます。 かんだき だい かい 中二つを造らなければならない。 ニュニれらは下で重なりのに枠二つを造らなければならない。 ニュニれらは下で重なり 四座を置かなければならない。 ニュまた幕屋のうしろ、すなわちの座を置かなければならない。 ニュまた幕屋のうしろ、すなわち の枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、そは端から端まで通るようにしなければならない。エホー そしてそは を造って、この枠の下に、二つの座を置き、 には幕屋のために枠を造り、南側のために枠二十とし、1ヵ業とやです。 なるがおり まく こく まなまがお おく こく 幕屋のすべての枠にこのようにしなければならない。 1へまくゃ 枠ごとに二つの柄を造って、 (i) 長さを十キュ ービト、 かれとこれとを食い の かの枠の下にも二つ を一 キュ ビト 合<sub>あ</sub>わ 一八あ 半んと

はいき、そのなど、お糸、亜麻の燃糸で垂幕を作り、巧いで示された様式に従って幕屋を建てなければならない。 大き しゅ はんしゃ たいまく かい はくや まくや たい はくや たい まくや たい まくや たい まくや たい まくや たい まくや たい まくや たい かばれを金でおおわなければそし メー ばならない。ただし机は北側に置かなければならない。を置き、幕屋の南側に、机に向かい合わせて燭台を置かなければならない。三五そしてその垂幕のなりであろう。三四また至聖所にあるあかしの箱のままができます。 まない。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所となさい。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所と の座五つを鋳て造らなければならない。これを金でおおい、その鉤を金で造り、またそのは 三七 三大あなたはまた天幕の入口のために青糸、あなたはまた天幕の入口のために青糸、 の撚糸で、色とりどりに織ったとばりを作らなけれ わざをもって、それに あなたはそのとばりのためにアカシヤ材の柱 ケルビムを織り出さなければならない。 ない。 三五 そしてその垂幕の外に机全聖所にあるあかしの箱の上に 五つを造り、 ばならない。 緋ひい。 なけ なた み

#### 二七章

さ五キュビト、幅五キュビトの四角で、高さは三キュビトであっあなたはまたアカシヤ材で祭壇を造らなければならない。長

#### 光二八章

らない。

またイスラエルの人々のうちから、あなたの兄弟アロンとそ

な

Oら

模様の服、帽子、帯である。彼らはあなたの兄弟アロンとそのできなり、『ほうこ』はである。なれてき衣服は次のとおりである。すなわち胸当、エポデ、衣、市松べき衣服は次のとおりである。すなわち胸当、エポデ、衣 た者たちに語って、アロンの衣服を作らせ、アロンを聖別し、た者をおれて心に知恵ある者、すなわち、わたしが知恵の霊を満たしはすべて心に知恵ある者、すなわち、わたしが知恵の霊を満たし させなければならない。 ザル、イタマルとをあなたのもとにこさせ、祭司としてわ 子たちとのために聖なる衣服を作り、 て、彼に栄えと麗しきをもたせなければならない。 すなわちアロンとアロンの子ナダブ、 祭司としてわたしに仕え アビウ、 三あなた エ V を T

— 五

彫刻する人が印を彫刻するようこ、「くうこうもの石に、彼らの生れた順に刻まなければなられたい。」 (すなわち、その名六つを一つの石に、ない。」 (すなわち、その名六つを一つの石に、ない。) 取って、その上にイスラエルの子な燃糸で作らなければならない。ヵれでエポデの作りのように、金糸、 ければならない。<エポデの上で、これをつかねる帯は、同じきない。<エポデの上で、これをつかねる帯は、同じきない。セこれに二つの肩ひもを付け、その両端を、これに付けなの撚糸を用い、巧みなれこをせ、 ればならない。 そして彼らは金糸、五彼らは金糸、青糸、紫糸、緋糸、 五彼らは金糸、青糸、紫糸、 の撚糸を用い、 その上にイスラエルの子たちの名に、残りの名六つをその上にイスラエルの子たちの名を刻まなければなららなければならい。 が印を彫刻するように、イスラエ 巧みなわざをもってエポデを作らなけれ あなたは二つの稿 青糸、紫 糸、緋糸、亜麻 <sup>®</sup>
歌いと むらざぎいと ひいと ぁ ま 亜麻の撚糸を受け取らなけ ばならない。 ルの子たちの 」 宝石に 宝石に

> に彼らの名を負うて記念としなければならない。とれなければならない。こうしてアロンは主のとしなければならない。こうしてアロンは主のとしなければならない。 石をエポデの肩ひもにつけて、その二つの石に刻み、それを金 <u>あ</u> 二 一つの石に に刻み、 それ を金ので イスラエ 編細い ればならない。III 江にはめ、 その ルの子たちの \_ ひもの もの鎖をかの編れるという。その質をかの編れることでいる。 前れ 三この二つ でその その両言の記念の口 あ めなたは 肩を石むの

金糸、青糸、 紫 糸、緋糸、亜麻の撚糸で、これを作らなければきんし、ままは、 ひとと まま ねんしをエポデの作りのように作らなければならない。すなわち 三 またひも細工にねじた純 金の鎖を胸当につけなければなら の名に従い ように十二の部族のためにその名を刻まなければ あなたはまたさばきの胸当を巧みなわざをもって 三また、 つ の 環をつ い、その名とひとしく十二とし、 胸当の ・ け、 このかの二筋の金のひもを胸当の端いために金の環二つを作り、胸当の雨がためにった。 お の のおの印の彫り 作 ならな り、こ 両 れ

ようにし、

三そのすそには青糸、

紫糸、緋糸で、

ざくろを

ほころびな

の

す

の

周 囲

. つ ĺţ

ま

た周囲に金の鈴をざくろの

う

ばならな

ばならない。 三 頭を通す口を、そのまん中に設け、その口のはならない。 三 朝を建しました。 なか もう くらあなたはまた、エポデに属する上服をすべて青地で作らなけ

よろいのえりのように織物の縁をつけて、

帯の上の方にあることもの下の部分につけ、前の方で、まるである。まるでは、まるでは、からないの方にあることがある。 胸に置き、いる時は、 いる時は、さばきの胸当にあるイスラエルの子たちの名をそのら離れないようにしなければならない。ニュアロンが聖所にはら離れないようにしなければならない。こうして胸当がエポデかりにあるようにしなければならない。 はさばきの胸当にウリムとトンミムを入れて、アロンが主の前胸に置き、主の前に常に覚えとしなければならない。三0 あなたセネホ ーダ レゥゥ ホッデ ーゥネ ホッデ すなわちエポデに接する内側の縁にこれをつけなければならな うしてア もをもって、その環をエポデの環に結びつけ、 0) にいたる時、 )両端をかの二つの い 胸 に 置 っ 環を作って、これを胸当の両端につけなければならない。

ぱんので の方にあるようにしなければならない。こへ また二つの金の環を作って、これをエポデの二つの肩ひかた つけなけ 、ロンは主の かなければならな その胸の上にあるようにしなければならない。 ばならない。 の前に常にイスラエ なければならない。三大あなたはまた二つの 編細工につけ、 豆をだし、 そのつなぎ目に近く、エポデの、 エ ルの子たちのさばきを、 ポデの肩ひもにつけて、 その二筋の エ エポデの帯の上のません。これ胸当は青ひ のひもの ح 他た

> にはいって主の前にいたる時、 \ <u>`</u> た金の鈴にざくろと、上服のすその周囲につけなければならない。三四すなわち金の鈴にざいたといい。三四すなわち金の鈴にざいたまだ。 は死を免れるであろう。 はいって主の前にいたる時、また出る時、その音が聞えて、彼れいって主ゅ まえ まま で とき で とき ない。 彼が聖所 国 アロンは務の時、これを着なければならない。 彼が聖所 鈴にざくろ、 はならな ま

を作り、また、帯を色とりどりに織って作らなければならない。また、帯を色とりどりに織って作らなければならない。あなたは亜麻糸で市松模様に下服を織り、亜麻布で、ずきのでは、 れるため、常にアロンの額になければならない。罪の責めを負うであろう。これは主の前にそれらの受けいれら聖なる物、すなわち彼らのもろもろの聖なる供え物についての聖なる物、すなわち彼らのもろもろの聖なる供え物についての中になる。 隠し所をおおう亜麻布のしたばきを作り、しに仕えさせなければならない。 21 また、 めに帯を作り、彼らのために、ずきんを作って、彼らに栄えと麗のあなたはまたアロンの子たちのために下服を作り、彼らのた 帽子の前の方に来るようにしなけれょう。 け れ ばならな 四三 ア 四また、 四一そしてあなたはこれをあ 口 ンとそ ばならない。 三 これは 彼らの 腰からももに届くよ 0) 子ご ために、 ちは その ずきん それ その わ 上表 7

## 第二九章

らない。
か。祭司の職は永久の定めによって彼らに帰するであろう。

○ あなたは会見の幕屋の前に雄牛を引いてきて、アロンとそのできたちは、その雄羊の頭に手を置かなければならない。ことで会見の幕屋の入口で、主の前にその雄牛をほふり、ここそのない。これを祭壇の基に注ぎかけなさい。こまた、その内臓をおおうの血を祭壇の基に注ぎかけなさい。こまた、その内臓をおおうすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とすべての脂肪と肝臓の小葉と、二つの腎臓と、その上の脂肪とければならない。これは罪祭である。

コース あなたはまた、かの雄羊の一頭を取り、そしてアロンとそのこれは主にささげる燔祭である。すなわち、これは香ばしいからなど、その足とを洗って、これをその肉の切れ、および頭と共内臓と、その足とを洗って、これをその肉の切れ、および頭と共内臓と、その足とを洗って、これをその肉の切れ、および頭と共内臓と、その雄羊をみな祭壇の上で焼かなければならない。これは主にささげる燔祭である。すなわち、これは香ばしいかまりであって、主にささげる人祭である。

は、その雄羊の頭に手を置かなければならない。こ0 そしてあなった あなたはまた雄羊の他の一頭を取り、アロンとその子たち

たはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンとその衣服、およびその子たちと、その子たちの右の耳たぶとにつけ、また彼らの右の手の想指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面にと、右の足の親指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面にと、右の足の親指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面にと、右の足の親指とにつけ、その残りの血を祭壇の四つの側面にと、右の足の親指とにつけ、その成りの血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほふり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほかり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をほかり、その血を取って、アロンの右の耳たぶたはその雄羊をはいいまたが、

ない。

エルの人々から永久に、アロンとその子たちの受くべきささげきさげたももとを聖別しなければならない。ここれはイスラの任職の雄羊の胸ともも、すなわち揺り動かした揺祭の胸と、によりない。これはあなたは、いっとなるであろう。こもあなたはアロンとその音をいる分となるであろう。こもあなたはアロンとその海と、「はいっぱり、これを主のが、いっとは、「はいっと、「はいっと」というというにより、これを主のが、「大きない」というというというによっている。

これは聖なる物だから食べてはならない。これは聖なる物だから食べてはならない。三二アロンとその子たちは会見の幕屋の入口で、ればならない。三二アロンとその子たちは会見の幕屋の入口で、ればならない。これは聖なる物だからである。三回もし任職の肉、あならない。これは聖なる物だからである。三回もし任職の肉、あならない。これは聖なる物だからである。三回もし任職の本意でした。 こればならない。三二アロンとその子たちは会見の幕屋の入口で、またのと、かごの中のパンとを食べなければならない。三その雄羊の肉と、かごの中のパンとを食べなければならない。三くならない。これは聖なる物だから食べてはならなかなければならない。これは聖なる物だから食べてはならなかなければならない。これは聖なる物だから食べてはならないなければならない。これは聖なる物だから食べてはならないなければならない。これは聖なる物だから食べてはならない。

祭壇のために、あがよいのために、罪祭の雄牛一のために、罪祭の雄牛一 任職の式を行わなければにしなければならない。 IIII あなたはわたしがすべて命じるように、 の式を行わなければならない。『トヤ あなたは毎日、あがないなければならない。すなわち彼らのために七日のあいだ、 れに油を注いで聖別し あがないをなす時、 頭をささげなければならない。また なさ そのために罪祭をささげ、ま \ <u>`</u> 三七 アロンとその子たち あ なたは七日 の 間があいだ

祭壇のために、あがないをして、これを聖別しなければならなざいだん

神、主であることを彼らは知るであろう。わたしは彼らの神、とうちに住むために、彼らをエジプトの国から導き出した彼らののうちに住んで、彼らの神となるであろう。四六わたしが彼らのくめたしに仕えさせるであろう。四五わたしはイスラエルの人々である。四五わたしに仕えさせるであろう。四五わたしはイスラエルの人々である。四五わたしはイスラエルの人々である。四五わたしはイスラエルの人々である。 するであろう。またアロンとその子たちを聖別し、祭司として聖別されるであろう。四四わたしは会見の幕屋と祭壇とを聖別されの人々に会うであろう。幕屋はわたしの栄光によってラエルの人々に会うであろう。 これはあなたがたが代々会見の幕屋の入口で、主の前に絶やすかおりのために主にささげる火祭としなければならない。四三かおりのために主にささげる火祭としなければならない。四三 ことなく、ささぐべき燔祭である。わたしはその所であなたに =^ あなたが祭壇の上にささぐべき物は次のとおりであ あなたと語るであろう。四三また、その所でわたしはイス す

である。

材で造り、金でおおわなければならない。☆あなたはそれを、それをかつぐさおを通すところである。πそのさおはアカシ 縁の下に金の環二つをこれのために造らなければならない。すず、『たっぱん かだい、その周囲に金の飾り縁を造り、四また、その両側に、飾りおい、その周囲に金の飾り縁を造り、四また、その両側に、飾り ならない。
三その頂、その四つの側面、およびその角を純金でお らない。 ささげてはならない。燔祭をも素祭をもその上でささげてはな く、ささぐべき薫香である。ヵあなたがたはその上で異なる香 ばならない。これは主の前にあなたがたが代々に絶やすことな なわち、その二つの側にこれを造らなければならない。 ヤ材でこれを造り、三長さ一キュビト、幅一キュビトの | あなたはまた香をたく祭壇を造らなければならない。 ロンはまた夕べにともしびをともす時にも、これをたかなけ とに、ともしびを整える時、これをたかなければならない。 アロンはその上で香ばしい薫香をたかなければならない。 かしの箱の前にある垂幕の前に置いて、 し、高さニキュビトで、これにその一部として角をつけなけれ、 かしの箱の上にある贖罪所に向かわせなければならない。セージをいった。 また、その上に灌祭を注いではならない。 π そのさおはアカシヤ わたしがあなたと会う 0アロンは これ 四角な アカシ ハア は

あ

これがために、あ も聖なるものである」。 度そのなっ に、あがないをしなければならない。これは主に最いがないの罪祭の血をもって代々にわたり、年に一度 角に血をつけてあがな いをしなければならな

スラエルの人々のため記念となって、うらころ、いのちを会見の幕屋の用に当てなければならない。これは主の前にイを会見の幕屋の用に当てなければならない。これは主の前にイスから、まなたはイスラエルの人々から、あがないの銀を取って、これのなたはイスラエルの人々から、あがないの銀を取って、これのないのは、 聖所のシケルで、半シケルを払わなければならない。一シケルらい。 らのうちに災の起らないためである。 I = すべて数に入る者は ないを主にささげなければならない。これは数えられる時、彼の総計をとるに当り、おのおのその数えられる時、その命のあがの総計をとるに当り、おのおのその数えられる時、その命のあが ために、主にささげ物をする時、富める者も半シケルより多く出さげ物をしなければならない。 1ヵ あなたがたの命をあがなう ければならない。「四すべて数に入る二十歳以上の者は、 こまはモーセに言われた、こ「あなたがイスラエルの人々の数。 うであろう」。 してはならず、貧しい者もそれより少なく出してはならない。こ は二十ゲラであって、おのおの半シケルを主にささげ物としな 半シケルを払わなければならない。一シケル 主にさ

足とを洗わなけ と、 ればならない。 IO 彼らは会見の幕屋にはいる

わ

なないようにしなければならない。これは彼とその子孫の代なければならない。三 すなわち、その手、その足を洗って、I に近づいて、 にわたる永久の定めでなければならない」。 時、水で洗って、死なないようにしなければならない。 その務をなし、火祭を主にささげる時にも、 また祭壇

これらをきよめて最も聖なる物としなければならない。 祭壇と、そのもろもろの器、るもろの器、燭台と、その+ この油を会見の幕屋と、あかしの箱とに注ぎ、エセー机と、そのものが、かいけん サメーヤ 油一ヒンを取りなさい。これあなたはこれを聖なる注ぎ油、すな。紫色のでは、 を取りなさい。すなわち液体の没薬五百シケル、香ばしい肉には主はまたモーセに言われた、三「あなたはまた最も良いでは、」とはまたモーセに言われた、三「あなたはまたしましょ」 ル、三 桂枝五百シケルを聖所のシケルで取り、また、オリブのル、三 桂枝、 すなわち二百五十シケル、におい菖蒲二百五十シケル させなければならない。゠゠そしてあなたはイスラエルの人々 の子たちに油を注いで、彼らを聖別し、 これに触れる者は聖となるであろう。 なければならない。これは聖なる注ぎ油である。ニト わち香油を造るわざにしたがい、まぜ合わせて、 に言わなければならない、 はならない。 たしの 聖なる注ぎ油であって、三常の人の身にこれを注いできょう。 燭台と、そのもろもろの器、 またこの割合をもって、 『これはあなたがたの代々にわたる、 洗盤と、その台とに油を注ぎ、ニカサルははん これと等し 祭司としてわたしに仕え IIO あなたはアロンとそ 香の祭壇、ニハ燔祭 、におい いものを造 あなたは すべ て 0)

い物を造る者、あるいはこれを祭司以外の人につける者は、民のとっても聖なる物でなければならない。IIII すべてこれと等しとってもない。これは聖なるものであるから、あなたがたにてはならない。これは聖なるものであるから、あなたがたに うちから断たれるであろう』」。 聖なるものであるから、

箱の前にこれを供えなければならない。これはあなたがたに最悪いた。 また また かとしがあなたと会う会見の幕屋にある、あかしのを加え、純にして聖なる物としなさい。 三木また、その幾ぶんをを加え、純にして聖なる物としなさい。 三木また、その幾ぶんをである、すなわち香料をつくるわざにしたがって薫香を造り、塩て香、すなわち香料をつくるわざにしたがって薫香を造り、塩 主に聖なるものでなければならない。こそれを自分のために造ってはならない。 合香、シケレテ香、楓子香、純 粋の乳 香の香 料を取りなさい。こうこう こう ぶっしこう じゅんすい にゅうこう こうりょう とこ四 主はまた、モーセに言われた、「あなたは香 料、すなわち蘇モ も聖なるものである。『艹あなたが造る香の同じ割合をもって、 ものを造って、 おのおの同じ量でなければならない。 すなわち香料をつくるわざにしたがって薫香を造り、塩 これをかぐ者は民のうちから断たれるであろのでなければならない。ハバ すべてこれと等しい 三八すべてこれと等しい 三五あなたはこれをもつ これはあなたにとって

の霊を満たして、知恵と悟りと知識と諸種の工作に長ぜしめ、四るホルの子なるウリの子ベザレルを名ざして召し、三これに神から モー ・セに言われた、=「見よ、わたしはユダの部族に属いる。 ず

め 11

のもろもろの器、ハ机とその器、 すなわち会見の幕屋、よかいけん。まくゃ 彼と共ならせ、そしてすべて賢い者の心に知恵を授け、わたしがないというない。これであっています。これであったがあった。かれたしはまたダンの部族に属するアヒサマクの子アホリアブを るであろう」。 あなたに命じたものを、ことごとく彼らに造らせるであろう。t 工夫を凝らして金、銀、 木を彫刻するなど、諸種の工作をさせるであろう。 あかしの箱、その上にある贖罪 青銅の細工をさせ、五また宝 純金の燭台と、そのもろもろ ・贖罪所、 玉石を切りは ゥ 見よ、

仕事をする者は、である。すべてこ 安息日を守らなければならない。これはあなたがたに聖なる日とを、知らせるためのものである。「四それゆえ、あなたがたは るしるしであって、わたしがあなたがたを聖別する主であるこばならない。これはわたしとあなたがたとの間の、代々にわた に言いなさい、『あなたがたは必ずわたしの安息日を守らなけれ 三主はまたモーセに言われた、三「あなたはイスラエ 3に聖である。すべて安息日に仕事をする者は必ず殺されるで、だは仕事をしなさい。七日目は全き休みの安息日で、主のた、まする者は、民のうちから断たれるであろう。「エ 六日のあいと 知らせるためのものである。「四それゆえ、 すべてこれを汚す者は必ず殺され、すべ 、代々にわた てこの ールの人々

れたからである』」。

れたからである』」。

れたからである』」。

れたからである』」。

れたからである。「大ゆえぞくにも、ままり、七日目に休み、かつ、いこわれたが、 
れたがえにわたしとイスラエルの人々との間のしるしである。それが、 
れたがえに、代々安息日を守らなければならない。「もこれは契約として、代々安息日を守らなければならない。」もこれはあろう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあろう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあろう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあるう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあるう。「大ゆえに、イスラエルの人々は安息日を覚え、永遠のあるう。」

れた。
れた。
なわち神が指をもって書かれた石の板をモーセに授けられ、すなわち神が指をもって書かれた石の板をモーセに授けらい、すなわらがない。
「<主はシナイ山でモーセに語り終えられたとき、あかしの板二

#### 第三二章

> 飲みし、立って戯れた。 飲みし、立って戯れた。 朝早く起きて燔祭をささげ、酬恩祭を供えた。民は座して食い朝早く起きて燔祭をささげ、酬恩祭を供えた。民は座して食いった。 のたたった。「あすは主の祭である」。 \*\* そこで人々はあくる

造り、これを拝み、これに犠牲をささげて、『イスラエルよ、こらでします。 は早くもわたしが命じた道を離れ、自分のために鋳物の子牛をはや、また、 なった。 これでは、 これでは、 この国から導きのぼったあなたの民族 もまいことをした。 < 彼ら下の国から導きのぼったあなたの民族 もまいことをした。 < 彼ら セ 主はモー るであろう」。 つくすであろう。 とめるな。 る』と言っている」。ヵ主はまたモーセに言われた、「わたしはこ の民を見た。これはかたくなな民である。 れはあなたをエジプトの国から導きのぼったあなたの神であ わたしの怒りは彼らにむかって燃え、彼らを滅ぼし セに言われた、「急いで下りなさい。 しかし、 わたしはあなたを大いなる国民とす 10それで、 あなたが わたしを ~エジプ

天の星のように、あなたがたの子孫を増し、わたしが約束したこと。まで、ことでは、一大いなとに『彼は悪きでもって彼らを導き出し、彼らをでエジプトびとに『彼は悪きでもって彼らを導き出し、彼らをでエジプトびとに『彼は悪きでもって彼らを導き出し、彼らをでエジプトびとに『彼は悪きでもって彼らを導き出し、彼らをでは、どうかあなたの激しい怒りをやめ、あなたの民に下そううか。どうかあなたの激しい怒りをやめ、あなたの民に下そうとされるこの災を思い直し、『声音をもって彼らを導き出し、彼らをはない。 こと こ モーセはその神、主をなだめて言った、「主よ、大いなる力とこ。モーセはその神、主をなだめて言った、「主よ、大いなる力とこ。」

は怒りに燃え、手からかの板を投げうち、これを山のふもとで砕る」。「ヵモーセが宿営に近づくと、子牛と踊りとを見たので、彼なく、敗北の叫び声でもない。わたしの聞くのは歌の声であなく、敗北の叫び声でもない。 の文字は神の文字であって、板に彫ったものである。」セヨシュの文字は神の文字であって、板に彫った。」、その板は神の作、そこの面にも、かの面にも文字があった。」、なると、かしの板があった。板はその両面に文字があった。すなわち、かしのなが いの声がします」。「<しかし、モーセは言った、「勝どきの声でアは民の呼ばわる声を聞いて、モーセに言った、「宿営の中に戦 | H モーセは身を転じて山を下った。彼の手には、かの二枚のあで、主はその民に下すと言われた災について思い直された。 ださい。わたしたちをエジプトの国から導きのぼった人、あの 三 モーセはアロンに言った、「この民があなたに何をしたので、 たしは『だれでも、金を持っている者は、 モーセは、どうなったのかわからないからです』。三日そこでわ 言った、「わが主よ、激しく怒らないでください。この民の悪いい あなたは彼らに大いなる罪を犯させたのですか」。三 アロンは あろう』と彼らに仰せられたことを覚えてください」。「罒それ 『わたしたちに先立って行く神を、わたしたちのために造ってく あなたがごぞんじです。ニ゠彼らはわたしに言いました、 それを取りはずしなさ

去ってください」。 ||||| 主はモーセに言われた、「すべてわたしこは、どうぞあなたが書きしるされたふみから、わたしの名を消しば、どうぞあなたが書きしるされたふみから、もしかなわなけれ 言葉どおりにしたので、その日、民のうち、おおよそ三千人が倒兄弟、その友、その隣人を殺せ』」。ニヘレビの子たちはモーセのるぎを帯び、宿営の中を門から門へ行き巡って、おのおのそのエルの神、主はこう言われる、『あなたがたは、おのおの腰につエルの神、主はこう言われる、『あなたがたは、おのおの腰につ し、自分のために金の神を造りました。三三今もしあなたが、彼れい、自分のために金の神を造りました。三、この民は大いなる罪を犯むとに帰って、そして言った、「ああ、この民は大いなる罪を犯むの罪を償うことが、できるかも知れない」。三二モーセは主のたの罪を償うことが、できるかも知れない」。三二モーセは主のたの罪を償うことが、できるかも知れない」。三二モーセは主のたの罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーセは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言るあくる日、モーゼは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言うあくる日、モーゼは民に言った、「あなたがたは大いなる罪を言うない。」 で主は、きょう、あなたがたに祝福を与えられるであろう」。 につく者はわたしのもとにきなさい」。レビの子たちはみな彼れ 彼らがほしいままにふるまうに任せ、\*\*\* の子、その兄弟に逆らって、きょう、主に身をささげた。 れた。
「元そこで、モーセは言った、「あなたがたは、おのおのそ のもとに集まった。これそこでモーセは彼らに言った、「イスラ 五 からである。ニャモーセは宿 い』と彼らに言いました。彼らがそれをわたしに渡したので、 たしがこれを火に投げ入れると、この子牛が出てきたのです」。 モーセは民がほしいままにふるまったのを見た。 :営の門に立って言った、「すべて主いくだい まん たいの中に物笑いとなったうに任せ、敵の中に物笑いとなった アロンは それ

四民はこの悪い知らせを聞いて憂い、ひとりもその飾りを身になる。

それはアロンが造ったのである。

## 第三三章

であろう」。

\*\*\*

「さて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーさて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーさて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーさて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーさて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーさて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなて、主はモーセに言われた、「あなたと、あなたがエジプトーなど、またが、 ここを立って おにはのぼらないの はいように、あなたがたのうちにあって 一緒にはのぼらないであろう」。

人々に言いなさい、『あなたがたは、かたくなな民である。もしたい。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌカたののを見ると、立っておのおの自分ので発表の入口に至の柱が下って幕屋にはいると、雲の柱が下って幕屋の入口に至の柱が下ってもはモーセと語られた。こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌカンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった。
こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌカンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった。
こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌカンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった。
こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌカンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった。
こうしてモーセは宿営に帰ったが、その従者なる若者、ヌカンの子ヨシュアは幕屋を離れなかった。

せになりました。ここそれで今、わたしがもし、あなたの前に恵きます。というはお前を選んだ。お前はまたわたしの前に恵みを得た』と仰る者を知らせてくださいません。しかも、あなたはかつて『わたる者を知らせてくださいません。しかも、あなたは『この民をここモーセは主に言った、「ごらんください。あなたは『この民をここモーセは主

いでください。「さわたしとあなたの民とが、あなたの前に恵みが「緒に行かれないならば、わたしたちをここからのぼらせなを与えるであろう」。「ヨ モーセは主に言った「もしあなた自身を与え よ、わたしのかたわらに一つの所がある。あなたは岩の上に立きている人はないからである」。三 そして主は言われた、「見たはわたしの顔を見ることはできない。わたしを見て、なお生たはわたしのか。\*\* 栄光をわたしにお示しください」。 lヵ 主は言われた、「わたしは事をもするであろう」。 l ヘモーセは言った、「どうぞ、あなたの事 国民があなたの民であることを覚えてください」。国主は言わてきない。なたの前に恵みを得させてください。また、このに知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。また、この の前にのべるであろう。わたしは恵もうとする者を恵み、あわわたしのもろもろの善をあなたの前に通らせ、主の名をあなた | t 主はモーセに言われた、「あなたはわたしの前に恵みを得、 わたしたちと一緒に行かれて、わたしとあなたの民とが、地の面を得ることは、何によって知られましょうか。それはあなたが れた「わたし自身が一緒に行くであろう。そしてあなたに安息 あなたを岩の裂け目に入れて、わたしが通り過ぎるまで、手であちなさい。 三 わたしの栄光がそこを通り過ぎるとき、 わたしは にある諸民と異なるものになるからではありませんか」。 ちなさい。三わたしの栄光がそこを通り過ぎるとき、 れもうとする者をあわれむ」。 10 また言われた、「しかし、 たわたしは名をもってあなたを知るから、あなたの言ったこの みを得ますならば、どうか、あなたの道を示し、あなたをわたし あなたの前に恵みを得させてください。 あな ま

う」。なたはわたしのうしろを見るが、わたしの顔は見ないであろなたはわたしのうしろを見るが、わたしの顔は見ないであろなたをおおうであろう。!!! そしてわたしが手をのけるとき、あ

## 第三四章

ことはモーセに言われた、「あなたは前のような石の板二枚を、ことはモーセに言われた、「あなたは朝までに備えをしてい。」だれもあなたと共に登ってはならない。また、だれも山の中にいてはならない。また地で置ってはならない。また、だれも山の中にいてはならない。また山の前で羊や牛を飼っていてはならない。また、だれも山の下り、彼と共にそこに立って主の名を宣べられた。六主は彼ので下り、彼と共にそこに立って主の名を宣べられた。六主は彼のでで、他の手に石の板二枚をとった。まととの豊かなる神、セいつくしみを千代までも施し、悪と、とがと、罪とをゆるす者、しかし、いて、三、四代におよぼす者」。ハモーセは急ぎ地に伏して拝し、いて、三、四代におよぼす者」。ハモーセは急ぎ地に伏して拝し、いて、三、四代におよぼす者」。ハモーセは急ぎ地に伏して拝し、かんで、三、四代におよぼす者」。ハモーセは急ぎ地に伏して拝し、かんで、三、四代におよぼす者」。ハモーセは急ぎ地に伏して拝し、かんで、三、四代におよぼす者」。ハモーセは急ぎ地に伏して拝し、かるとして言った、「ああ主よ、わたしがもし、あなたの前に恵みれた。「あった、「ああ主よ、わたしがもし、あなたの前に恵みれた。」。

ニ々を慕って姦淫を行い、また、あなたタテッッ レルヒ ないねまりょうない あなたのむすこたちにめとり、

あなたのむすこたちをして、彼れ

その娘たちが自分たちの

不思議を、あなたのすべての長り句にデー・・・
ぶしょうであるとのうちにも、いまだ行われたことのないずこにも、いかなる民のうちにも、いまだ行われたことのないすこにも、いかなるなり、「しゅうそうから、 オたしは地のい けなければならない。おそらく彼らはあなたのうちにあって、なたが行く国に住んでいる者と、契約を結ばないように、気をつ 共に住む民はみな、主のわざを見るであろう。わたしがあなた。 住む者と契約を結び、彼らの神々を慕って姦淫を行い、その神々す。はいやく、むす、かれ、かみがみ、した、かんいん、おこな、かみがみまって、ねたむ神だからである。「ヨおそらくあなたはその国にい あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を『ねたみ』とし、石の柱を砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。1四し、いっぱらくだ わなとなるであろう。こむしろあなたがたは、彼らの祭壇を倒れるとなるであろう。こむしろあなたがたは、彼らないない。 びと、エブスびとを、 こ わたしが、きょう、あなたに命じることを守りなさい。 見よ、 この主は言われた、「見よ、わたしは契約を結ぶ。 わたしはアモリびと、カナンびと、ヘテびと、ペリジびと、 のためになそうとすることは、 の悪と罪とをゆるし、 たちのうちにあって一緒に行ってください。そしてわたしたち を得ますならば、かたくなな民ですけれども、どうか主がわたし あなたの前から追い払うであろう。三あ わたしたちをあなたのものとしてくださ 恐るべきものだからである。 わたしは地 ヒビ Ō 7

> に出てはならない。ごは、みなあがなわ わち、 \_ 八 その首を折らなければならない。 小羊であがなわなければならない。 いごの雄は、牛も羊もそうである。こっただし、ろばのういごは に生れる者は、わたしのものである。すべてあなたの家畜のう。 たがアビブの月にエジプトを出たからである。」ヵすべて初 に、七日のあいだ、種入れぬパンを食べなければならない。 七 らの神々を慕わせ、 あなたは種入れぬパンの祭を守らなければならない。 あなたは自分のために鋳物の神々を造ってはならない。 わたしがあなたに命じたように、アビブの月の定めの みなあがなわなければならない。むなし手でわたしの前辈を折らなければならない。あなたのむすこのうちのうい 姦淫を行わせるに至るであろう。 もしあがなわないならば、 す あな

IH あなたは犠牲の血を、種を入れたパンと共に供えてはならな

Ξ

ラエルの人々とがみな、モーセを見ると、彼の顔の皮が光を放っ顔の皮が光を放っているのを知らなかった。 三〇 アロンとイスない、そのは、とないとき、モーセは、さきに主と語ったゆえに、たが、そのかまくだ。 彼らを呼んだ。アロンと会衆のかしらたちとがみな、モーセのないたので、彼らは恐れてこれに近づかなかった。三 モーセは 煮てはならない」。これまた主はモーセに言われた、「これらのに携えてこなければならない。あなたは子やぎをその母の乳では は主の前に行って主と語る時は、出るまで顔おおいを取り除いています。 かん とき で から とき で から と 語り終えた時、顔おおいを顔に当てた。 三四 しかしモーセネー 彼に語られたことを、ことごとく彼らにさとした。言モーセはタネィ ッタト 飲まなかった。そして彼は契約の言葉、十誡を板の上に書いた。 なたおよびイスラエルと契約を結んだからである」。こ、モーセ 言葉を書きしるしなさい。わたしはこれらの言葉に基いて、 ていた。そして出て来ると、その命じられた事をイスラエルの スラエルの人々がみな近よったので、モーセは主がシナイ山で は主と共に、四十日四十夜、そこにいたが、パンも食べず、水もいまといった。 もとに帰ってきたので、モーセは彼らと語った。三その 〒 モーセはそのあかしの板二枚を手にして、シナイ山から下っ IK あなたの土地の初穂の最も良いものを、あなたの また過越の祭の犠牲を、翌朝まで残して置いてはならない。 せの顔の皮が光を放っていた。 モー セは行って主と語るま 後ち あ 1

> で、 また顔おおいを顔に当てた。

#### 第

ささげる物を取りなさい。すべて、心から喜んでする者は、命じられたことである。πあなたがたの持ち物のうちから、主 □ すべてあなたがたのうち、心に知恵ある者はきて、主の命じ 四モーセはイスラエルの人々の全会衆に言った、 らない。三安息日にはあなたがたのすまいのどこでも火をた そのおおい、その鉤と、その枠、その横木、その柱と、 られたものをみな造りなさい。ニーすなわち幕屋、その天幕と、 紫糸、緋糸、亜麻糸、やぎの毛糸。さあかね染めの雄羊の皮、むらさぎいと、ひいと、あまいと、けいと、けいと、ままりと、ままりと、ままりと、まなわち金、銀、青銅。 木青糸、にささげる物を持ってきなさい。すなわち金、銀、青銅。 木 青糸、 てはならない」。 - モーセはイスラエルの人々の全会衆を集めて言った、 およびそのもろもろの器、 とのための香 箱と、そのさお、贖罪所、隔ての垂幕、は、そのさお、贖罪所、隔ての垂幕、 料、ヵ縞めのう、エポデと胸当とにはめる宝石。ほうせき 供えのパン、一四また、 |三 机と、そのさお ともしびのた そ の 座、 は主じゅ

のようにした。

のようにした。

のようにした。

のようにはめる宝石を携えてきた。これまた、ともしびと、注ぎ油と、香いのようエルの人々は自発のささげ物を主に携えてきた。これこのようばしい薫香のための香料と、油とを携えてきた。これこのようはしい薫香のための香料と、油とを携えてきた。これこのようはしい薫香のための香料と、心から喜んでする男女はみな、そのようにした。

#### 那 三 六 章

ち主が知恵と悟りとを授けて、聖所の組立ての諸種の工事を、いっぱっぱっぱっぱっぱいます。 せいじゅ こうじょ くみた しょじゅ こうじょ ベザレルとアホリアブおよびすべて心に知恵ある者、すなわっぱい ちょうしょ

しなければならない になす かを知らせられ た者は、 すべて主が命じられたように

幕屋を造った。すなわち亜麻の撚糸、青糸、紫糸、緋糸で造り、まくや っく あんし あおいと むらぎきいと のいと っくハ すべて工作をする者のうちの心に知恵ある者は、十枚の幕でハ すべてごうさく せて言った、「男も女も、もはや聖所のために、エ事には余ります」。<モーセは命令を発し、空ニュ 幕はみな同じ寸法である \*< は、おのおの二十八キュビ 巧みなわざをもって、 工事には余ります」。 ト モーセは命令を発し、宿営 中にふれさえて来るので、主がせよと命じられた ;[組立](くみた)}ての 知恵ある者、すなわち、その心に主が知恵を授けられた者、またります。 すべての工事をするのにじゅうぶんで、かつ余るからである。 していた工事をやめて、五 そこで聖所のもろもろの工事をする賢い人々はみな、 はなおも朝ごとに、自発のささげ物を彼のもとに携えてきた。 に及ばない」。 その工事をなそうと心に望むすべての者を召し寄せた。 モーセはベ それで民は携えて来ることをやめた。セ 、それにケルビムを織り出した。 ザレルとアホリアブおよびすべて心に ビト、 モーセに言った「民があまりに多く携な事をする賢い人々はみな、おのおの 幕の幅は、おのおの四キュビトで、
\*\*< ささげ物をする 材料は の長さ 四四 に

ね合わせ、こその一連の端にある幕の縁に青色の乳をつけ、他られるの幕五枚を互に連ね合わせ、また他の五枚の幕をも互に連っての業が、またが、っちょう。 にも枠二十を造った。ニスその銀の座四十を造って、この枠が高った。すなわち南側のために枠二十を造った。ニョその枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの枠の下に銀の座四十を造って、この枠の下に、その二つの枠の下に銀の座四十を造って、かれとこれとをくい合れた。ニョ枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとをくい合われた。ニョ枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとをくい合われた。ニョ枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとをくい合われた。ニョ枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとをくい合われた。ニョ枠ごとに二つの柄を造って、かれとこれとをくい合われた。 幕に乳五十 ごんの皮で、その上にかけるおおいとを作った。 へそして、青銅の輪五十を作り、その天幕を連ね合わせて一つに せいどう ゎ した。 その幕六枚を一つに連ね合わせ、「もその一連の端にある幕の縁が法である。」<そして、その幕五枚を一つに連ね合わせ、また、すんぼう 「四また、やぎの毛糸で幕を作り、幕屋をおおう天幕にして、幕を互に連ね合わせたので、一つの幕屋になった。の乳を互に連ね合わせたので、一つの幕屋になった。の乳を互に伸向かわせた。「三そして金の輪五十を作り、 三枠ごとに二つの柄を造って、 枠の長さは十キュビト、枠の幅は、  $\frac{-}{\circ}$ に、 ビト、おのおのの幕の幅は四キュビトで、 なわち幕十一枚を作った。」まおのおのの幕の長さは三十キュ また幕屋のためにアカシヤ材をもって、立枠を造った。 In また、あかね染めの雄羊の皮で、天幕のおおいと、じ 端にある幕の縁にも、 をつけ、他の一連の幕の端にも、 そのようにした。 幕屋をおおう天幕にした。す おのおの一キュビト半とし、 ーを造って、 その二つの柄の その十一枚の幕は を造って、この枠の下、すなわち北側のため 、乳五 三その一 ために枠を その二十 つの 合わせ、 いために その

同じ じ

柄き

つずつ座があった。 にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠が、これのおのの枠の下にも二つの座を置き、かの枠の下にも二つの座を置き、かの枠が、これのおのの枠の下にも二つの座を置き、かの枠が、これのおのの枠の下に、二で、その枠は八つ、その銀の座は十六、おのおのの枠の下に、これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをできる。これをいる。これをできる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。これをいる。

そして、その枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造れのために五つ、三また事屋のうしろの西側の枠のために横木五つを造った。三時春屋のうしろの西側の枠のために横木五つを造った。三時の枠のために横木五つを造った。三時枠のために大き、また事屋のかの側の枠のために横木五つ、またアカシヤ材の横木を造った。すなわち幕屋のこの側の上、またアカシヤ材の横木を造った。すなわち幕屋のこの側の三、またアカシヤ材の横木を造った。すなわち幕屋のこの側の三、またアカシヤ材の横木を造った。すなわち幕屋のこの側の三、またアカシヤ材の横木を造った。すなわち幕屋のこの側の三、またアカシヤ材の横木を造った。すなわち幕屋のこの側の 1) なわざをもって、 三五また青糸、 またその横木を金でおおった。 桁とを金でおおった。 その柱のために銀の座四つを鋳た。これまた幕屋のまた。 それにケルビムを織り出した。 緋が糸だ へその柱 五本と、その鉤、緋糸、亜麻の撚糸で、は、 はいん ほん しょ 亜麻の撚糸で、 ただし、 金でこれをおおい、 、その五つの座は青銅、その鉤とを造り、そ 垂幕を作り、 芸また、 色とりどりに その これ 巧なみ

> 贖罪所に向かっていた。をおおい、顔は互に向かい合った。をおおい、顔は互に向かい合った。 幅は一 側に、二つの環をあちら側に取りつけた。四またアカシヤ材のさを鋳て、その四すみに取りつけた。すなわち二つの環をこちら とをおおい、その周囲に金の飾り縁を造った。 = また金の環四つ幅は一キュビト半、高さは一キュビト半である。 = 純金で、内そは、 -ベ の両端に造った。πケルビムは翼を高く伸べ、その翼で贖罪がの端に置いた。すなわちケルビムを贖罪所の一部として、いかの端に置いた。すなわちケルビムを贖罪がの一部として、 の両端に置いた。<一つのケルブをこの端に、一つのケのケルビムを造った。すなわち、これを打物造りとし、 さはニキュビト半、幅は一キュビト半である。セまた金で、二つ て、箱をかつぐようにした。<また純金で贖罪所を造った。長い。というないのでは、「またでは、これをおおい、まそのさおを箱の側面の環に通しおを造り、金でこれをおおい、まそのさおを箱の側面の環に通し ザレ その四すみに取りつけた。 ルはアカシヤ 材が の 箱を造る つった。 すなわちケルビムの 長が 会は二 一つのケルブを 贖罪所 ビト半、

を 取 り に 棧を造り、その周囲の棧に金の飾り縁を造った。こまたこれざれて、その周囲に金の飾り縁を造った。こまたその周囲に手幅い、その周囲に金の飾り縁を造った。こ 純金でこれをおキュビト、高さは一キュビト半である。こ 純金でこれをお <u></u> またアカシヤ材で、机を 金んの け 環然四 「つを鋳り 四 その環は棧のわきにあっ 机を造った。 そ の 四 っの 長さはニキュ 足のすみ四 机をかつぐさ 四か所にその環が  $\mathcal{O}$ 

キュビトの四角にし、高さ二キュビトで、これにその

またアカシヤ材で香の祭壇を造った。

長さ一キュビト、

一部とし

乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための鉢と瓶とを純金で造った。までこれをおおった。「ちまた机の上の器、すなわちその皿、り、金でこれをおおった。」「ちまたアカシャ材で、机をかつぐさおを造を入れる所とした。」 またアカシャ材で、気をかつぐさおを造る た。

り、その台、たいの台、たいのも、たいのと、 花の形をした三つの萼が、節と花とをもって、この枝にあり、まから、燭台の三つの枝をかの側から出させた。「ヵあめんどうのから、燭から、ぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱんだっぱん 出る六つの枝に、みなそのようにした。三それらの節と枝を一さらに次の二つの枝の下に一つの節を取りつけ、燭台の幹から かの枝にあり、燭台から出る六つの枝をみなそのようにした。 造った。このすなわち純金一タラントをもって、 ともしび皿七つと、その芯切りばさみと、芯取り皿とを純金で その節と花とをもたせて取りつけた。こまた二つの枝の下に た、あめんどうの花の形をした三つの萼が、節と花とをもって、 つに連ね、ことごとく純 金の打物造りとした。 ニュまた、それの 三0 また燭台の幹には、 をそのわきから出させた。すなわち燭台の三つの枝をこのタビペドド つの節を取りつけ、次の二つの枝の下に一つの節を取りつけ、 ての器とを造った。 きから出させた。すなわち燭台の三つの枝をこの側台、幹、萼、節、花を一つに連ねた。「<また六つの枝に、繋りがく、でしまなの燭台を造った。すなわち打物造りで燭台を造べき、しょくだ。」 燭台とその 幅は

を通す所である。ころそのさおはアカシヤ材で造り、金でこれをを通す所である。ころそのさおはアカシヤ材で造り、金でこれをの両側に、飾り縁の下に金の環ニつを、そのために造った。するが、金でおおい、その周囲に金の飾り縁を造った。ことまた、そを、ないのではない、その周囲に金の飾り縁を造った。ことまた、そを、ないのである。ころそのさおはアカシヤ材で造り、金でこれをを通った。ことは、たいた。これはそれをかつぐさおした。これはそれをかっていた。これを表して、その頂、その周囲の側面、その角角をつけた。 さおを祭壇の両側にある環に通して、それをかつぐように 三また祭壇のもろもろの器、すなわち、つぼ、 香料の薫香とを造った。 ニホ また香料を造るわざにしたがって、 おおった。 第三八章 またアカシヤ材で燔祭の祭壇を造った。 聖なる注ぎ油と純粋 長さ五キュビト、

0)

\*アカシヤ材で、そのさおを造り、青銅でこれをおおい、せそのの格子の四すみのために、環四つを鋳て、さおを通す所とした。 取りつけて、祭壇の高さの半ばに達するようにした。五また青銅と、おいて、青銅の網細工の格子を造り、これを祭壇の出張りの下にために、青銅の網細工の格子を造り、これを祭壇の出張りの下にかざら、そのすべての器を青銅で造った。四また祭壇のかざら、7~ 上に、その一部とし、それの角を造り、青銅で祭壇をおおった。 五キュビトの四角で、高さは三キュビトである。゠その四すみ 祭壇は板をもって、

すな

わちあ

かしの

の 幕屋 に 用 <sup>もち</sup>

た物の総計は次の

お

入口で務をなす女たちの鏡をもって造った。いうぐら、っとのであるなりであるかがみできる。これのおと、その台を青銅で造った。すなわち会見の幕屋の「また洗盤と、その台を青銅で造った。すなわち会見の幕屋の「また せいどう っく

一方にも、同じようこ ノこ。 この座も三つ。あげばりを設けた。その柱は三つ、その座も三つ。あげばりを設けた。その柱は三つ、その座も三つ。 は青銅で、その柱の鉤と桁は銀とした。こまを北則のたったとうの庭のあげばりを設けた。こその柱は二十、その柱の二の庭のあげばりを設けた。こその柱は二十、その柱の二の庭のあげばりを設けた。これはいるはいでは、 に、五十キュビトのあげばりを設けた。その柱は十、その座も十座は青銅で、その柱の鉤と桁は銀とした。こまた西側のため百キュビトのあげばりを設けた。その柱二十、その柱の二十の百キュビトのあげばりを設けた。 もに、十五キュビトのあげばりを設けた。その柱は三つ、その座で一方にも、同じようにした。すなわち庭の門のこなたかなたといっぽう および、 で、 れまた庭を造った。その南 その柱の鉤と桁は銀とした。こまた東側のためにも、 かった。「れその柱は四 そ その柱の鉤と桁は銀とした。こまた北側のためにも 0) の周囲の庭の釘はみな青銅であった。 thの頭のおおいと桁は銀である。 はいの頭のおおいと桁は銀である。 はいの頭のおおいと桁は銀である。 あげばりを設けた。その柱二十、 側のために百キュ つ、その座も四つで、 つ、その座も三つ。「ヵまた他の「四その一方に十五キュビトの ビトの亜 ただし、幕屋。、ともに青銅。 ただし、 麻ま 十の 0) 五十 -の 燃<sup>ねん</sup>し

周い庭がつ ではしら せいじょ ないと あまいと ないと あまいと ないと あまいと ないと あまいと ないと あまいと かいと あまいと かれらして アホリアブは彼と共にあって彫刻、アホリアブは彼と共にあって彫刻。 て、すべて二十歳以上で数えられた者が六十万三千五百五十人はひとり当り一ベカ、すなわち聖所のシケルの半シケルであっのシケルで、百タラント千七百七十五シケルであった。三、これ であった。これ会衆のうちの数えられた者のささげた銀は聖所げ物なる金は聖所のシケルで、二十九タラント七百三十シケルはある。 きん せいじょ 四四 事をことごとくした。ニョダンの部族に属するアヒサるホルの子なるウリの子ベザレルは、主がモーセに命 三〇これを用いて会見の幕屋の入口の座、 で柱の鉤を造り、また柱の頭をおおト、一座につき一タラントである。 用いた銀は百タラントであった。 であったからである。こも 聖所のよ 二九 が で ある。 V聖所のもろもろの工作に用いたすべての金、 の周囲の座、庭のといういではいどうできる。 ささげ物なる青銅は七十タラント二千四百シケル ビびとを用 0) もろもろの釘を造った。 すなわちモー 庭の門の立 いて量ったもの また柱の頭をおおい、 および祭壇 ・セの 聖所の座と垂幕の座とを鋳 縫取りをする者であった。 命に従い、 あ よび幕屋の もろもろの器を造っ で すなわち百座に 17 また千七百七十五シケル 浮き織をなし、 主がモー る。 祭司アロ 柱のために桁を造った。 のもろもろの釘と、 青銅の祭壇と、 ユ ダ ンの すなわ への 部<sup>※</sup> つき百タラン に命じられた 子: また青 で るために 族 イタマ ち、 あった。 それに ・ クの 子<sup>こ</sup> ささ

### 第三九

命じられ じられたとおりである。 らは青さ またアロンのために聖なる服を作った。主がモニ青糸、紫糸、緋糸で、聖所の務のための編物。 主がモー Oセに 服ぎ を

うに、金糸、青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で作った。 主がモーうに、金糸し あおいと せいぎいと ひいと あま ねんしっくた。 エポデの上で、これをつかねる帯は、同じきれで、同じよた。 まな まな まな た。 
虽 エポデの上で、これをつかねる帯は、同じきれで、同じよれがために肩ひもを作ってこれにつけ、その両端でこれにつけ セに命じられたとおりである。 、これを切って糸とし、青糸、糸、亜麻の撚糸でエポデを作いと、まま、 ねんし 巧みな細工とした。四 また、 紫きき ~

彫刻するように、イスラエルの子たちの名を刻み、セこれをエポ 主がモーセに命じられたとおりである。デの肩ひもにつけて、イスラエルの子 \* また、縞めのうを細工して、 イスラエルの子たちの記念の石とした。 金糸の編細工にはめ、これに印 を

O

また胸当を巧みなわざをもって、 すなわち金糸、青糸、紫糸、 指当りとし、 つに折って四角にした。 すなわち、 は、 エポデの作りのように作っ

上が

五

胸当の両端につけた。すなわちエポデに接する対則のではあっています。 また二つの金の環を作って、前にくるようにした。 れまた二つの金の環を作って、またの両端を、かの二つの編細工につけ、エポデの肩ひもにの両端を、かの二つの編細工につけ、エポデの肩ひもにのようはよりできません。 がた した バボン れをつけた。このまた金の環二つを作って、これをエポデの二つれをつけた。このまた金の環二つを作って、これをエポデの二つ胸当の両端につけた。すなわちエポデに接する内側の縁にこれをで りょうほ 胸当の端の二つの環につけた。「へただし、その二筋のひもの胸当の端の二つの環を胸当の両 端につけた。「もかの二筋の金のひもの二つの環を胸当の両 端につけた。」もかの一筋の金の環とを作り、けた。「、また金の二つの編細工と、二つの金の環とを作り、 ポデ 二とし、 主がモーセに命じられたとおりである。 て、 を刻んだ。| エ またひも細工にねじた純 金のくさりを胸当についる しゅんきん 宝石はイスラエルの子たちの名にしたがい、 ようにした。こうして、胸当がエポデから離れないようにした。 碧 玉であ 肩ひもの下の部分につけ、 その環をエポデの環に結びつけ、 の帯の上の方にくるようにした。 お の かの二つの編細工につけ、エポデの肩ひもに て、これらを金の編細工の中にはめ込ん。 め おの印の彫刻のように、十二部族のためにそのいる。 ちょうしく Ó ć, 品、三第四 前の方で、そのつなぎ目に近く、

まっ
まっ エ ポデの帯の上の方にくる 三 胸当は青ひもをも その名と等しく十 いひもの これを め つけて ひもを のう、 そ そ エ 他た

そには青糸、紫糸、緋糸、 三またエポデに属する上 服ぐ また純金で鈴を作り、 ように縁をつけて、 の口はそのまん中にあって、 ほころびないようにした。 一服は、 その鈴を上服のすその周囲の、 亜麻の燃糸で、 すべて青地の織 その口の周囲には、 ざくろを作りつけ、 物で 画 上服のす よろいのえ 作? った。

られたとおりである。 
られたとおりである。 
これをとりどりに織った帯を作った。主がモーセに命じ糸、緋糸で、色とりどりに織った帯を作った。 
これをいるのが、下ばきを作り、三丸 亜麻の撚糸および青糸、 紫の撚糸の布で、下ばきを作り、三丸 亜麻の撚糸および青糸、 紫のがという。 
これをいるので、下ばきを作り、亜麻布で麗しい頭布を作り、亜麻り、三八 亜麻布で帽子を作り、亜麻布で麗しい頭布を作り、亜麻り、三八 亜麻糸で織った下服を作って、 
これたとおりである。

燭台と、そのともしび皿、すなわち列に腹罪所、三、 机と、 そのもろもろの器、 原理 那が、三、 机と、 そのもろもろの器、 回 あぬのおおい、 隔ての 垂幕、 回 あぬから その柱、 せのもとに携えてきた。すなわち、その鉤、その枠、その横木、 のもろもろの器、 なった。IIII 彼らは幕屋と天幕およびそのもろもろの器をモー イスラエルの人々はすべて主がモーセに命じられたようにおこ もろもろの器、およびそのともし油、三、金の祭壇、注ぎ油、香台と、そのともしび皿、すなわち列に並べるともしび皿と、そのともしび皿と、すなわち列に並べるともしび皿と、そ その座、三四あかね染めの雄羊の皮のおおい、 幕屋の入口のとばり、 三九青銅の祭壇、 もろもろの工事が終った。 かしの箱と、 供えのパン、ヨセ純金の その青銅の そのさお、 じゅごん の

格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四格子と、そのさお、およびそのもろもろの器、洗盤とその台、四名というできない。

## 第四〇章

子たちを連れてきて、これに服を着せ、「五その父に油を注いだいで聖別し、祭司の務をさせなければならない。「四また彼の注いで聖別し、「二アロンとその子たちを会見の幕屋の入口に連れてき聖別し、「二アロンとその子たちを会見の幕屋の入口に連れてき聖別し、「二アロンとその子たちを会見の幕屋の入口に連れてきなるであろう。「一また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。「一また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。「一また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。「一また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。「一また洗盤と、その台とに油を注いで、これをなるであろう。「一また洗盤と、その台とに油を注いて、これをなるであろう。」 聖別しなければならない。こうして祭壇は、いと聖なるものサヒメヘっ い。彼らが油そそがれることは、代々ながく祭司 職のためになように、彼らにも油を注いで、祭司の務をさせなければならなように、ホャ また燔祭の祭壇と、そのすべての器に油を注いで、その祭壇 ばならな すべきことである」。 も い、こうして、それは聖となるであろう。○あ のに 注ぎ、 それとそのもろもろの 器とを聖別 し なけれ عَ を

は会見の幕屋の中、垂幕の前に金の祭壇をすえ、ニセその上に香かいけん まくや なか たれまく まえ きん さいだん うえ こうでをともした。主がモーセに命じられたとおりである。ニュ 彼がをともした。しゅ 天幕と祭壇との間に洗盤を置き、洗うためにそれに水を入れた。されまできた。 きょう はばん おいまが モーセに命じられたとおりである。 三〇彼はまた会見のの天幕なる幕屋の入口にすえ、その上に燔祭と素祭をささげた。 のたまさ ばしい薫香をたいた。主がモーセに命じられたとおりである。 このようにしてモーセはその工事を終えた。 また幕屋と祭壇の周囲に庭を設け、庭の門にとばりをかけた。 き、そこで洗った。主がモーセに命じられたとおりである。き、そこで洗った。主がモーセに命じられたとおりである。 三モーセとアロンおよびその子たちは、 ニへ彼はまた幕屋の入口にとばりをかけ、三元 燔祭の祭壇を会見かれている。 まくや いりぐら かいけん はんさい さいだん かいけん にパンを列に並 た。言すなわち会見の天幕にはいるとき、また祭壇に近づくと べて、 はまた会見の天 主の前に供えた。 主の前に供えた。 の天幕なる幕屋の中でできます。主がモーセに命じる。 それで手と足を洗 主の前にとも の内部の内部の

まイスラエルの家のすべての者の前に、昼は幕屋の上に主の雲た。三五モーセは会見の乗差に、はいることができなかった。三五をからはその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。がるはその旅路において常にそうした。三もしかし、雲がのだ。彼らはその旅路において常にそうした。三もしかし、雲がのだ。彼らはその旅路において常にそうした。三もしかし、雲がのだ。かれることができなかった。雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちまった。

うであった。
があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそがあり、セーロー ベキー ーーール

#### レビ記

#### 第一章

上に火を置き、その火の上にたきぎを並べ、ハアロンの子なる。まで、までいるからない。セ祭司アロンの子たちは祭壇の切り分かたなければならない。セ祭司アロンの子たちは祭壇のなければならない。ス彼はまたその燔祭の獣の皮をはぎ、節々になければならない。ス彼はまたその燔祭の獣の皮をはぎ、節々になければならない。 れられて、彼のためにあがないとなるであろう。五彼は主の前で燔祭の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入いるいられるように、これをささげなければならない。四彼はその入れられるように、これをさ きて、会見の幕屋の入口にある祭壇の周囲に、その血を注ぎかける。またや、いっても、またが、こますいますが、アロンの子なる祭司たちは、その血を携えてるの子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちは、その血を携えて ささげなければならない。会見の幕屋の入口で、主の前に受けョもしその供え物が牛の燔祭であるならば、雄牛の全きものを 祭司たちはその切り分けたものを、 家畜の供え物を主にささげるときは、 てささげなければならない。 家畜の供え物を主にささげるときは、牛または羊を供え物としょうく そな まの しゅ イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたのうちだれでも 主はモー 上にある火の上のたきぎの上に並べなければならない。ヵそ ・セを呼び、 会見の幕屋からこれに告げて言われた、こかがは、まくや 頭および脂肪と共に、 並べ、ハアロンの子なるロンの子たまし こうして祭司はそ

祭壇の上にある火の上のたきぎの上に並べなければならない。とれを節々に切り分かち、祭司はこれを頭および脂肪と共に、これを節々に切り分かち、祭司はこれを頭および脂肪と共に、の血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。ここ彼はまたの。 側面に塗らなければならない。 | 木またその餌袋は羽と共に除るやって焼かなければならない。 その血は絞り出して祭壇の祭壇の上で焼かなければならない。 その血は絞り出して祭壇のない。 | 玉祭司はこれを祭壇に携えて行き、その首を摘み破り、 上で燔祭として焼かなければならない。ことしてはならない。祭司はこれを祭壇の上で、 |四もし主にささげる供え物が、鳥の燔祭であるならば、山ばと、 祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならなさい。 その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして1m その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして これは、 いて、祭壇の東の方にある灰捨場に捨てなければならない。」ものできるだとの歌しいできます。 ば、 主にささげる香ばし い。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおりである。 は火祭であって、 または家ばとのひなを、その供え物としてささげなければなら このもしその燔祭の供え物が群れの羊または、 雄の全きものをささげなければならない。 二 彼は祭壇 まった ょうない。祭司はこれを祭壇の上で、火の上のたきぎのその翼を握って裂かなければならない。ただし引き離れ 主にささげる香ばしい いかおりである かおりであ れは火祭であって、 やぎであるなら 0)

#### 第二章

一人が素祭の供え物を主にささげるときは、その供え物は麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、またその上に乳香をがればならない。祭司はその麦粉とその油の一握りを乳香のければならない。祭司はその麦粉とその油の一握りを乳香のければならない。祭司はその麦粉とその油の一握りを乳香のければならない。祭司はその麦粉とその上に乳香を全部と共に取り、これを記念の分として、祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおばならない。これは火祭であって、主にささげる香ばしいかおばならない。それは火祭であって、主にささげるときは、その供え物は麦粉がある。

火祭のいと聖なる物である。(これは、主教祭の残りはアロンとその子らのものになる。これは、主教祭の残りはアロンとその子らのものになる。これは、主教のでは、

#### 第三章

ない。三彼はまたその酬恩祭の犠牲のうちから火祭を主にささなる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならなる祭司たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならの入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子の入口で、これをほふらなければならない。そしてアロンの子の その酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。ヵ彼はの幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たの幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子た そしてアロンの子たちは祭壇の上で、火の上のたきぎの上に置脂肪、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。mにぼう、ならびに腎臓と共にとられる肝臓の上の小葉である。mのすべての脂肪、四二つの腎臓とその上の腰のあたりにあるのすべてのにょう。 ちし彼の供え物が主にささげる酬恩祭の犠牲で、かれ そな もの しゅ しゅうおんさい ぎせい しゅうおんさい ぎせい げなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上のようない。 あって、主にささげる香ばしいかおりである。 いた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭でいた燔祭の上で、これを焼かなければならない。これは火祭で あるならば、 ばならない。 雌雄いずれであっても、 全きものをささげなけれ はその供え物の頭に手を置き、会見の幕にもの様ない。 それが羊で

> こもし彼の供え物が、 る。 てきて やぎであるならば、 そ れ を主の 前え に 連っ

肝臓の上の小葉である。「<祭司はこれを祭壇の上で焼かなけかだろう。」とうようないである。」<祭司はこれを祭壇の上で焼かなけ内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、「五二つの腎臓と内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、「五二つの腎臓となど。」というというというというというというというというというというには、からいしょうない。すなわちを取り、火祭として主にささげなければならない。すなわちを取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち 注ぎかけなければならない。「四彼はまたそのうちから供えない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲ばならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲 しいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。」もればならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばればならない。 である』」。 あなたがたが、 あ 前ま で、 

#### 第 兀

あ

い、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、し」主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさ てはならないことの一つをした時は次のようにしなければなら 三すなわち、 油ぶら 注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に 及ぉ

な

の上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎ外の、清い場所なる、三すべてその子牛の残りは、これを宿営のと内臓と汚物など、三すべてその子牛の残りは、これを宿営のとなど。 らない。こその子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足らない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければなは酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければない。 く会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければながはけん。まくや、いっくも、はんさい、さいだん。まくや、いっくも、はんさい、さいだん。まくや、いっくも、はんさい。その子中の血の残りはことごとそれを強 り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、 の血を七たび注がなければならない。も祭司はまたその血を取して祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にそ 子牛を主の前で、ほふらなければならない。 五油 注がれた祭司入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、そのいりぐち き捨てらるべきである。 して主にささげなければならない。四 ぼすならば、 その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、^そ そのことが会衆の目に隠れていても、 彼はそのな ゚ 1= もしイスラエルの全会 衆があやま した罪のために雄 その子牛を会見の幕屋のでは、ます。まった。からけん。まくやまくやまくれる。 主のいまし

にそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たない。」の表示によった。 またり、「里その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭として、ささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前にてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前にする。これの一つには近いの一つをなして、とがを得たない。」「本会置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。」「本会置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。」「本会置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。」「本会置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。」「本会置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。」「本会では、たいければならない。」「本会では、たいければならない。」「本会では、たいければならない。」「本書では、まいし、神経の上の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。それまでは、たいけんまでは、たいけんまでは、たいは、たいに、まいに、たいは、たいに、まいに、たいに、これを焼き捨てなければならない。これは会のためにあがないをするならば、彼らはゆこれるであろう。三 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携えたいに、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。

燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。 はさい 雄やぎの全きものを連れてきて、ニ罒そのやぎの頭に手を置き、 雄やきの全きものを連れてきて、ニ罒そのやぎの頭に手を置き、ましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、ましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、ましめにそむき、してはならない。あやまって、その神、主のいニニまたつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のい これは罪祭である。三 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭のこれは罪祭である。三 祭司は指でその罪祭の血を取り、大きに注がなければならない。三 また、そのすべての脂肪は、酬恩 祭の犠牲いるされるであろう。三 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないをするならば、彼はゆるされるであろう。三 また一般の人がもしあやまって罪を犯るされるであろう。三 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないをするならば、彼はゆし、空間がを得、三 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪の系遣の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のり、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のとに注がなければならない。三 そして祭司は指でその罪祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。三 またそのすべての脂肪は、とないをで、これでいる。 こうして祭司が彼のためにあるのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

#### 第五章

し、スその犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌し、ステの犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌りつていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを知っている方は、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。ヨまた、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。ョまた、もしかがみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらのかった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらの一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これらいとは、その罪を犯したことを告白の一つについて、とがを得る。ヨもしこれらなった時は、これがというないが、ために関さながよりない。

あろう。 ばならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするでばならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするでの小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなけれの小きっと

これは罪祭である。ここうして、祭司が彼のため、すなわないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一ないときは、彼の犯した罪のために、供え物として麦粉十分の一はならない。これは罪祭だからである。ここ彼はこれを祭司のはならない。これは罪祭だからである。ここ彼はこれを祭司のはならない。これは罪祭だからである。ここ彼はこれを祭司のととに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを罪させ、「これを罪がしている。」といる。これは罪祭だからである。ここがはこれを祭司のはならない。これは罪祭だからである。ここがはこれを祭司のとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを罪がして、祭壇の上で焼かなければならなを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならなを主にささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならなを主にささげる火祭のように、祭壇の本で焼かなければならなが、これは罪祭である。ここうして、祭司が彼のため、すなわないときは、彼の犯した罪がとして表粉十分の一ないときは、彼の犯して、祭司が彼のため、すなわら、これは罪祭である。ここうして、祭司が彼のため、すなわら、これは罪祭である。これは罪がとして、祭司が彼のため、すなわら、これは罪祭である。これは罪がというないとは、不らないと言いは、といるないといる。

祭司に帰するであろう』」。
紫河に帰するであろう』。そしてその残りは素祭と同じく、ば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、ち、彼がこれらの一つを犯した罪のために、あがないをするならち、彼

国主はまたモーセに言われた、「五「もし人が不正をなし、あやこの推議をしなければならない。こうして祭司がその愆祭えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその復れるであるで、登別した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加いて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加いて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加いて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加いて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加いて犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加いている。

「はいっと、といっと、ない、こうして祭司がその愆祭れるであろう。

### 第六章

取った物、預かった物、拾った落し物、ヵまたは偽り誓ったすべと、たらのです。からいます。またいである。またなり、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげてなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、四など、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、四 の元の持ち主に渡さなければならない。★彼はその償いとして、その五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日に、これをそ り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主にささげなけるなたの値積りにしたがい、雄羊の全きものを、群れの中から取れった。 たげ、三あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うかすめた物について、その隣人を欺き、あるいはその隣人をしえかすめた。 るであろう」。 ての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更に をするならば、 ればならない。 て不正をなしたとき、 主はまたモーセに言われた、ニ「もし人が罪を犯し すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、四 せこうして、祭司が主の前で彼のためにあがない 彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされ すなわち預かり物、手にした質草、 主に対が または ない。

九

主はまたモーセに言われた、この

「アロンとその子たちが、

ア

い。こ三火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならを着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならなない。三祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはない。三祭壇の上の火は、そこに燃え続かせ、それを消してはない。祭司は朝ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また別の場で、これを祭壇のそばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを祭壇のそばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを祭壇のそばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを祭壇のそばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを祭壇のそばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを終覚のとばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で、これを終覚のとばに置き、こその衣服を脱ぎ、ほかの衣服で

国素祭のおきては次のとおりである。アロンの子たちはそれるが、はずいでとにする。 を祭壇の前で主の前にささげなければならない。」ますなわちを祭壇の前で主の前にささげなければならない。すなわち、世ではならない。中で主にささげなければならない。すなわち、世ではならない。わて主にささげなければならない。すなわち、世ではならない。中ではならない。わらればならない。」まなわち、世ではならない。」まずなわち、他ではならない。」まずなわち、他ではならない。」まずなわち、他ではならない。」まずなわち、他ではならない。これは理祭および愆祭と同様に、いと聖なる所で食べなければならない。今見の幕屋の庭でこれを食べなければならない。「さいたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える。これは罪祭および愆祭と同様に、いと聖なるものである。「へアロンの子たちのうち、すべての男子はこれを食べることができる。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々えいます。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々えいます。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々れています。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々れています。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々れていまった。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々れていまった。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々れていまった。これは主にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々れていまった。

6

ロンの油注がれる日に、主にささぐべき供え物は次のとおりでは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものである。こますべて祭司の素祭とし、香ばしいかおりとして、主にささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをささげなければならない。これをさく焼きつくすべきものである。こまで、本が、として、全く焼きつくすべきものである。こまで、大きいといる。これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものである。こまで、大きいといる。これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならなは全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない。

こ四主はまたモーセに言われた、「五「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、こなければならない。ますべてその肉に触れる者は聖れを食べなければならない。ますべてその肉に触れる者は聖となるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかとなるであろう。もしその血が衣服にかかったならば、そのかを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのまであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。これなりと望なる前で、カードであれば、それはみがいて、水で洗わなければならない。これはいと聖なる所で洗わなければならない。これはいと聖なるがいて、水で洗わなければならない。これはいと聖なるがいて、水で洗わなければならない。これは外できる。

ない。これは火で焼き捨てなければならない。に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならに

### 第七章

- 悠祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。= 悠祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そる。= 悠祭は「はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、三 そのすべてのして祭司はその血を祭壇の周囲に注ぎかけ、三 そのすべてのに取られる肝臓の上の小 葉である。五 祭司はこれを祭壇の周囲に注ぎかけ、三 そのすべての上間、四二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓をおおう脂肪、四二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓をおおうに取られる肝臓の上の小 葉である。五 祭司はこれを祭壇の上でたいて、主に火祭としなければならない。これは悠祭である。五祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。< 人が携えてるは帰する。 カ すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。 つすべて素祭は、油を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。

るのに、

がこれを食べることができる。 10 もし人がその身に汚れがあがこれを食べることができる。 10 もしかその身に汚れがあ

主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、」

その

火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者である。とうないである。ませんとくその肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなる。

る。ニもしこれを感謝でためにささげるのであれば、油を混ぜ 人は民のをない。ニ また種を入れぬ煎餅と、よく混ぜた 汚れたまを粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささ れた這つがなければならない。ニ また種を入れたパンの菓子をその 食べるながはならない。ニ また種を入れたパンの菓子をその 食べるなが はならない。ニ また種を入れたパンの菓子をその 食べるなが はならない。ニ また種を入れたパンの菓子をその 食べるなが としてささげなければならない。ニ すなわちこのすべての供え物のうちから、 さい、『社会を表の曲を注ぎかける祭司に帰する。ニ もしてささげなければならない。 かん との供え物であるならば、その犠牲の肉は、その犠牲をささげた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残して置いてはならない。 ただし、その様と物であるならば、その犠牲がもし誓願の供え物。または とい。「本人かし、その残りは三日目には火で焼き捨てなけれ ただし、その犠牲の肉の残りはこか。 または とならない。こへもしその酬恩祭の犠牲がもし誓願の供え物。または とばらない。こへもしその酬恩祭の犠牲の肉を三日目には火で焼き捨てなけれ き食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされ さい、『耐きないるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされ うう』」。 ただし、その様性の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなけれ さい、『耐きならない。「へもしその酬恩祭の犠牲の肉を三日目に少しで こく主は、またし、その様性の肉を三日目になりで また供え物と見なされ うりからず、かえつて忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる うちからもの かまいはいまがはいまがはいまがはいまがはいまがは、または、ものである。これは受け入れられず、また供え物と見なされ うちからればならない。

らない。三四自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣のさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはなった。 さい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはな三主はまたモーセに言われた、三二「イスラエルの人々に言いな 食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。たれた這うものに触れながら、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉れた這 すべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであ ょ であろう。これまたあなたがたはすべてその住む所で、であろう。これまたあなたがたはすべてその住む所で、 れたもの、すなわち人の汚れ、 は民のうちから断たれるであろう。 三 また人 獣にせよ、すべてその血を食べてはならない。こも あるいは汚れた獣、 八がも だれでも 鳥にせ すべ いは

人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももをひみびと しゅうおんさい ぎせい せんじょう しゅうおんさい ぎせい もを自分の分として、獲るであろう。 三四わたしはイスラエルのじょん ぶん のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とで人々から永久に彼らの受くべき分とする。三五これは主の火祭取って、祭司アロンとその子たちに与え、これをイスラエルの エルの人々にその供え物を主にささげることを命じられた日のはない。 Et これは燔祭、素祭、罪祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のあって、代々永久に受くべき分である』。 スラエルの人々が彼らに与えるように、主が命じられたもので られたのである。これすなわち、これは彼らに油を注ぐ日に、イ あって、祭司の職をなすため、彼らが主にささげられた日に定め たちのうち、 おきてである。『<すなわち、主がシナイの荒野においてイスラ シナイ山でモーセに命じられたものである。 祭として、祭司に与えなければならない。 == アロ 酬恩祭の血と脂肪とをささげる者は、 しゅうおんさい ち しぼう その右のも . ン の 子:

### 第八

さい」。四モーセは主が命じられたようにした。そして会衆はパン一かごを取り、三また全会衆を会見の幕屋の入口に集めなち、およびその衣服、注ぎ油、罪祭の雄牛、雄羊二頭、種入れぬち、およびその本服、注ぎ油、罪祭の雄牛、雄羊二頭、種入れぬっとはまたモーセに言われた、二「あなたはアロンとその子た」。

頭に帽子をかぶらせ、その帽子の前に金の板、すなわち聖なるがましまっし 会かいけん -○モーセはまた注ぎ油を取り、幕屋とそのうちのすべての物には、まくや、まくや、まくや、まくや、まくや、まくや、まくや、まくや、 をつけさせた。主がモーセに命じられたとおりである。 た胸当を着けさせ、その胸当にウリムとトンミムを入れ、れそのはなって ポデの帯をしめさせ、それをもってエポデを身に結いつけ、^ま 着させ、帯をしめさせ、 その子たちを連れてきて、水で彼らを洗い清め、セアロンに服なる まそこでモーセは会衆にむかって言った、「これは主があなたが 主がモーセに命じられたとおりである。 たにせよと命じられたことである」。^そしてモーセはアロンと の幕屋の入口に集まった。 衣をまとわせ、 エポデを着けさせ、

エ

て祭壇を清め、また残りの血を祭壇のもとに注いで、これを聖別り、その血を取り、指をもってその血を祭壇の四すみの角につけり、その血を収り、指をもってその血を祭壇の四すみの角につけ 上え し、 |四 彼はまた罪祭の雄牛を連れてこさせ、 は、 のすべての脂肪、 これがためにあがないをした。「キモーセはまたその内臓などで その罪祭の雄牛の頭に手を置いた。「ヨモー 肝臓の小葉、 二つの腎臓とその脂肪とを取。これモーセはまたその内臓の アロンとその子たち セはこれをほふ

られたとおりである |宿営の外で、火をもって焼き捨てた。||おを祭壇の上で焼いた。||せ ただし、そ こた。主がモーセに命じい、その雄牛の皮と肉と

載の

り番系であって、主にささげる火祭である。主がモーセに命じたきさいとことく祭壇の上で焼いた。これは香ばしいかおりのため火い 焼いた。 雄羊を節々に切り分かち、その頭と切り分けたものと脂肪とをまった。 うとうしょう おいでしょう おいまさい ままで おいま こいろい きょう ままで は、その雄羊の頭に手を置いた。 1ヵ モーセはこれをほふって、は、その雄羊の頭に手を置いた。 1ヵ モーセはこれをほふって、は、その雄羊の頭に手を置いた。 1ヵ モーセはこれをほふって、まっしょう ままま られたとおりである。 | A 彼はまた燔祭の雄羊を連れてこさせ、 アロンとその子たち その雄羊

アロンとその子たちは、その雄羊の頭に手を置いた。三三モーセ三三彼はまたほかの雄羊、すなわち任職の雄羊を連れてこさせ、 つと、煎餅一つとを取って、かの脂肪
サペベト
ンのかごから種入れぬ菓子一つと、 かの脂肪と右のももとの ぬぎんれたパンの動がらい 上えた

ある。 しいかおりとする任職の供え物であって、主にささげる火祭で彼らの手から取り、祭壇の上で燔祭と共に焼いた。これは香ばの前に揺り動かさせて揺祭とした。 1 ~ そしてモーセはこれを 服ぐ EO モーセはまた注ぎ油と祭壇の上の血とを取り、 き分であった。主がモーセに命じられたとおりである。 ぶん しょう しき かいして揺祭とした。これは任職の雄羊のうちモーかして揺祭とした。これは任職の雄羊のうちモー とその服、 前に揺り動かさせて揺祭とした。これそしてモー せ、これをすべてアロンの手と、その子たちの手に およびその子たちと、その服とを聖別した。 これそしてモーセはその胸を取り、主の前にこれを揺り動 またその子たちとその服とに注いで、 これをアロ ア -セに帰っ ロンとその 渡た ずすべ

である。三二あなたがたはその肉とパンとの残ったものを火でが食べなければならない、と言え』とわたしが命じられたとおり共に、それをその所で食べなさし、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 る日まで七日の間、会見の幕屋の入口から出てはならた。
焼き捨てなければならない。IIII あなたがたはその任である。IIII あなたがたはそのほどである。IIII あなたがたはその肉とパンとの残ったも らな どまり、 入口でその肉を煮なさい。 三・モーセはまたアロンとその子たちに言った、 なった。 ように、 なたがたの任命 あなたがたのために、あがないをせよ、と主はお命じにたの任職は七日を要するからである。 三四 きょう行った 主の仰せを守って、死ぬことのないようにしなければない。 In あなたがたは会見の幕屋の入口に七日の間、 わたしはそのように命じられたからである」。 会見の幕屋の入口から出てはならない。あからけん。まくや、いうぐら そして任職祭のかごの中のパ 「会児 の幕へ 屋\* ア 0)

ことごとく行った。 ンとその子たちは主がモーセによってお命じになったことを、

### 第九章

一八日目になって、モーセはアロンとその子たち、およびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、ニアロンに言った、「あなたは雄の子やの全きものを罪祭のために取り、また雄羊の全きものを理祭のために取り、また雄羊の全きものを理祭のために取り、また雄羊の全きものを関係のために取り、また一歳の全きものを罪祭のために取り、また神羊の大きを呼び寄せ、ニアロンに言った、「あなたは雄のさい、四また主の前にささげる酬恩祭のために雄牛と雄羊とをとい、四また主の前にささげる酬恩祭のために雄牛と雄羊とを取り、また油を混ぜた素祭を取りなさい。主がきようあなたがたに現り、また油を混ぜた素祭を取りなさい。主がきようあなたがたに現り、また油を混ぜた素祭を取りなさい。主がきようあなたがたに現り、またった。これは主があなたがたに現り、またった。またまである。こうして主の栄光はあなたがたに、せよりの幕屋の前に携えてきた。会衆がみな近づいて主の前にたったのであろう」。セモーセはまたアロンに言った、「あなたのために取りなたがたら見の幕屋の前に携えてきた。会衆がみな近づいて主の前にたったのである。」。またまである。こうして主の栄光はあなたがたに、せより、またまである。こうして主の栄光はあなたがたに、せより、またまである。またまである。またまである。またまである。またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、

てた。

とを呼び寄せて彼らに言った、「近寄って、あなたがたの兄弟たいます。」というない。これではいるないない。これではアロンの叔父ウジエルの子ミシヤエルとエルザパン

彼れ おりである。 プロンが主の前に揺り動かして揺祭とした。 はその脂肪を祭壇の上で焼いた。三 そのご で焼いた。三その胸と右のももとは、 モーセが命じたと

がの前れ

五 モー 彼れ

らは セ

すべての民に現れ、「四主の前から火が出て、祭壇の上の燔祭とすべての民に現れ、「四主の前から火が出て、祭壇の上の燔祭との幕屋に入り、また出てきて民を祝福した。そして主の栄光は燔祭、酬恩祭をささげ終って降りた。 二三モーセとアロンは会見燔祭、酬恩祭をささげ終って降りた。 二三モーセとアロンは会見帰祭、酬恩祭をささが終って降りた。 二三モーセとアロンは会見がけん。 ファインは民にむかって手をあげて、彼らを祝福し、罪祭、三二アロンは民にむかって手をあげて、彼らを祝福し、罪祭、三二アロンは民な 脂肪とを焼きつくした。 してひれ伏した。 民はみな、これを見て喜びよばわり、そ

#### 第 一〇章

前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んだ。ヨそ前から火が出て彼らを焼き滅ぼし、彼らは主の前に死んで、ニれは主の命令に反することであったので、ニ主の取って火をこれに入れ、薫香をその上に盛って、異火を主の前に取って火をこれに入れ、薫香をその上に盛って、異火を主の前によって、コンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を「さてアロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を「さてアロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を「さてアロンの子ナダブとアビフとは、おのおのその香炉を「さん ち『わたしは、わたしに近づく者のうちに、わたしの聖なることの時モーセはアロンに言った、「主は、こう仰せられた。 すなわ を示し、すべての民の前に栄光を現すであろう』」。アロンは黙し

近寄って、 残りを取り、パン種を入れずに、これを祭會りひこうできている。とれるというです。これを祭覧のというできている。これを紹介のうちから素祭のイタマルとに言った、「あなたがたは主の火祭のうちから素祭の Ξ らはモーセの言葉のとおりにした。らない。あなたがたの上に主の注ぎ油があるからである」。彼れ また主の怒りが、すべての会衆に及ぶことのないためである。衣服を裂いてはならない。あなたがたが死ぬことのないため、ザルとイタマルとに言った、「あなたがたは髪の毛を乱し、またザルとイタマルとに言った、「あなたがたは髪の毛を乱し、また 定めとしなければならない。10これはあなたがたが聖なるも酒を飲んではならない。これはあなたがたが代々永く守るべきの幕屋にはいる時には、死ぬことのないように、ぶどう酒と濃いまった。 を、 ハ主はアロンに言われた、ヵ「あなたも、 は死ぬことのないように、会見の幕屋の入口から外へ出てはな て焼き滅ぼしたもうたことを嘆いてもよい。ょまた、あなたがた ただし、あなたがたの兄弟イスラエルの全家は、主が火をもっただし、あなたがたの兄弟イスラエルの全家は、主が火をもっ 言ったようにした。\*モーセはまたアロンおよびその子エレア さ できるため、こまた主がモーセによって語られたすべての定 のと俗なるもの、 モーセはまたアロンおよびその残っている子エレアザル イスラエルの人々に教えることができるためである」。 これはいと聖なる物である。 汚れたものと清いものとの区別をすることが I=これは主の火祭の あなたの子たちも会見 いうち

九

人々の酬恩祭の犠牲の中からあなたの分、あなたの子たちの分とがと、いいうおんさい、ぎせい、なか、ぶん、これを清い所で食べなければならない。これはイスラエルのきょうにあった。 を主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。これは主ももと揺り動かした胸とを、火祭の脂肪と共に携えてきて、これも。 きょう がお命じになったように、長く受くべき分としてあなたと、あな た胸とささげたももとは、 からあなたの受ける分、 たの子たちとに帰するであろう」。 として与えられるものだからである。「π彼らはそのささげた わたしはこのように命じられたのである。 あなたがたはこれを聖なる所で食べなければならない。 またあなたの子たちの受ける分である あなたとあなたのむすこ、 一四また揺り動かし 娘たちが

肉はわたしが命じたように、あなたがたは必ずそれを聖なる所である。「<見よ、その血は聖所の中に携え入れなかった。そのである。」< ために主の前にあがないをするため、あなたがたに賜わった物と聖なる物であって、あなたがたが会衆の罪を負って、彼らのは、なぜ罪祭のものを聖なる所で食べなかったのか。これはいは、なぜ罪祭のものを アザルとイタマルとにむかい、怒って言った、エャ「あなたがたれがすでに焼かれていたので、彼は残っているアロンの子エレ きょう、彼らはその罪祭と燔祭とを主の前にささげたが、このよ で食べるべきであった」。「カアロンはモーセに言った、「見よ、 うな事がわたしに臨んだ。 | \* さてモーセは罪祭のやぎを、ていねいに捜したが、 もしわたしが、 きょう罪祭のものを 見<sup>み</sup> - よ、 そ

> 食べたとしたら、主はこれを良しとせられたであろうか」。 モーセはこれを聞いて良しとした。

# 第

ことができる動物は次のとおりである。三、獣のうち、すべてひ言いなさい、『地にあるすべての獣のうち、あなたがたの食べる らは、 が分かれていないから、あなたがたには汚れたものである。ヵ岩らない。 すなわち、らくだ、これは、反芻するけれども、ひずめ がたには汚れたものである。ハあなたがたは、これらのものの肉 が全く切れているけれども、反芻することをしないから、れたものである。t豚、これは、ひずめが分かれており、 ずめの分かれたもの、すなわち、ひずめの全く切れたもの、反芻・ を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。これ するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚 ら、あなたがたには汚れたものである。 木野うさぎ、これは、反芻・ たぬき、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないか の、またはひずめの分かれたもののうち、次のものは食べてはな するものは、これを食べることができる。四ただし、反芻するも - 主はまたモーセとアロンに言われた、ニ「イスラエルの人々に 水の中にいるすべてのもののうち、 あなたがたには汚れたものである。 あなたがたの食べること 、あなた ひずめ

それで地の上をはねるものは食べることができる。三すなわ歩くすべての這うもののうち、その足のうえに、跳ね足があり、 |=|鳥のうち、次のものは、あなたがたに忌むべきものとして、食な のとしなければならない。三すべて水の中にいて、ひれ がたに忌むべきものである。 Ξ ただし、羽があって四つの足で たか、「ヵこうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。 ろもろのからすの類、「ヾだちょう、よたか、かもめ、たかの類、 げわし、ひげはげわし、みさご、「四とび、はやぶさの類、「mも べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、は ろこもないものは、 がたはその肉を食べてはならない。またその死体は忌むべきも て、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌むべきものであ の水の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海、また川にいいず、紫 を食べることができる。10 すべて水に群がるもの、またすべて すべて水の中にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、 このまた羽があって四つの足で歩くすべての這うものは、 にふくろう、う、みみずく、ならさきばん、ペリカン、 歴いなごの類、 これらはあなたがたに忌むべきものであるから、 そのうち次のものは食べることができる。移住いなごの類、 羽があって四つの足で歩く、 大いなごの類、小いなごの類である。ニョしか あなたがたに忌むべきものである。 そのほかのすべての這うもの あなた あなた ŧ はげ う

> いふく から かれ ゆう けが その死体に触れる者は夕まで汚れる。これその死体を運ぶ者は、 くらみで歩くものは皆あなたがたに汚れたものである。すべて これらのものの死体を運ぶ者は、その衣服を洗わなければなら は、 その衣服を洗わなければならない。 は汚れる。これすべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏のふいだれる。これすべて四つの足で歩く獣のうち、その足の裏のふ のは、あなたがたに汚れたものである。すべて、これに触れる者。 その切れ目の切れていないもの、また、反芻することをしないも ない。彼は夕まで汚れる。ニト、すべて、ひずめの分かれた獣で、 てこれらのものの死体に触れる者は夕まで汚れる。ニョすべて 四四 は、 あなたがたは次の場合に汚れたものとなる。 あなたがたに汚れたものである。 あなたがたに忌むべきものである。 彼は夕まで汚れる。これかれ すなわち、すべ

ができるものは次のとおりである。すなわち、海でも、

][[<sup>h</sup><sub>b</sub>

でも、

れらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはい。 それは夕まで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまで汚れる。 またそれらのものが死んで、それが落ちかかっまがおすべて汚れる。 木の器であれ、衣服であれ、皮であれ、袋であれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならなた物はすべて汚れる。 木の器であれ、水服であれ、皮であれ、袋であれ、およそ仕事に使う器はそれを水に入れなければならない。 それは夕まで汚れているが、そののち清くなる。 三三 またそれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものはれらのものが、土の器の中に落ちたならば、その中にあるものは

皆汚れる。あなたがたはその器をこわさなければならない。三型皆汚れる。あなたがたはその器をこわさなければならない。これらは汚れたもので、あなたがたに汚れたものとなる。三、ただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかれる。天火であれ、かまどであれ、それをこわさなければならなれる。天火であれ、かまどであれ、それをこわさなければならなれる。天火であれ、かまどであれ、それをいっとならば、その物はすべて汚れただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかっただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかれただし、泉、あるいは水の集まった水たまりは汚れない。しかれがかかっていて、その上にそれらのものの死体が、落ちるならずがかかっていて、その上にそれは汚れない。三へただし、なる。三、ただし、種の上にまく種の上に落ちても、それは汚れる。三、ただし、種の上にまく種の上に落ちても、それは汚れる。これを対し、その死体に触れる者は汚れる。これを対したが、本の上にされたものとなる。

た、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。 ヨニ あなたがたはすべて遺うものにむべきものだからである。 ヨニ あなたがたはすべて遺うものにがあるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這の、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這べてはならない。 ヨーすべて腹ばい行くもの、四つ足で歩くもべてはならない。 ヨーすべて腹ばい行くもの、四つ足で歩くもで、これを食いはないである。 これを食噌」すべて地にはう違うものは忌むべきものである。 これを食噌」すべて地にはう違うものは忌むべきものである。 これを食

# 第一二章

ば、

祭司はこれを見、

もしらい病がその身をことごとく

山ばとを、会見の幕屋の入口り、ミリン たずさ 婚祭のために一歳の小羊、罪祭のために家ばとのひな、あるない。 男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、 キャッシュ ニュース・スト 汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女は、あがないをしなければならない。こうして女はその出血のに、あがない。#祭司はこれを主の前にささげて、その女のためればならない。# 祭司はこれを主の前にささげて、そのかめ 日を経なけ ならない。こうして女は清まるであろう』」。 は、ヤサザ・・・・チッコ、シスド・・・ト、・・・トゥーーーーヒートートの届かないと、ためのおきてである。ハ、もしその女が小羊に手の届かないと、トート゚のおきてである。ハ、もしその女が小羊に手の届かないと いい、これでは、これがないなこれがを取って、一つを燔祭、ばと二羽が、家ばとのひな二羽がを取って、一つを燔祭、 会見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなけがける。 まくや いうぐら さいし 祭司はその女のために、あがないをしなければ

いは

ればならない。『祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなけにらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまた 者としなければならない。ぱ、それはらい病の患部で 腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮」。 主はまたモーセとアロンに言われた、二「人がその身の皮に」。 びょう かんぶ さいし かれ み けがもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならしる かわ かん かんぶ それはらい病の患部である。 四もしまたその身の皮の光る所が白ある。祭司は彼を見て、これを汚れたけが

> れた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にれた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、ぶただっぱい着くなるであろう。tしかし、その人が祭司に見せて清い者とさ吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そしていまで、祭司はこれを清い者としなければならない。これはならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これはならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは えるならば、ここれは古いらい病がその身の皮にあるのであるえるならば、ここれは古いらい病がその身の腫に生きた生肉が見らい腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見連れて行かなければならない。10 祭司がこれを見て、そのなど、連れて行かなければならない。10 祭司がこれを見て、そのなど、をいてい病の患部があるならば、その人を祭司のもとにしなければならない。これはらい病である。 で、 い<sub>びょう</sub> は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。こもしらけが、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人 ことごとくおおい、 が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足ま。 ひる かみ で によりも 祭司はこれを清い者としなければならない。 深く見えず、 祭司の見るところすべてに及んでおきいしょ また毛も白く変ってい ならば、

おって 生肉は汚れたものであって、それはらい病である。 その生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。」五祭司はまし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。」五祭司は 変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。 その人は清い者である。 はことごとく白く変ったから、彼は清い者である。 れば、その患者を清い者としなければならない。 一六もしまた 四四 しかし、 それ

四四

である。三しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がしなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからく見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を誘れた者とく 白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司にしてまた身の皮に腫物があったが、直って、「れその腫物の場所に「へまた身の皮に腫物があったが、直って、「れその腫物の場所に 見せなければならない。この祭司はこれを見て、もし皮よりも低き こそしてもし皮に広くひろがっているならば、 それは腫物の跡である。 汚れた者としなければならない。それは患部だからである。 かし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、 祭司はその人を清い者としなければな 祭司はその人を

> ども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりければならない。 これはらい病の患部だからである。 1六 けれ 七日のあいだ留め置き、これ七日目に祭司は彼を見なければならなぬかとというないのできないでいるならば、祭司はその人をも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人をしている。 跡だからである。 祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどのに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。 れた者としなければならない。これはらい病の患部だからであ ない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚しない。 やけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としない。 ある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これが、 祭司けこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にきいし る。「ハもしその光る所が、その所にとどまって、 赤みをおびた白、 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がも かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。 または、ただ白くて光る所となるならば、言 皮に広がらず は

人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであっも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はそのまが、み IO 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりこれ 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、 いせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこ て、 に黒い毛がないならば、 頭またはあごのらい病だからである。 祭司はそのかいせんの患者を七日のあ 三 また祭司がその

四〇人がもしその頭から毛が抜け落ちても、

もしその額の毛が抜け落ちても、

それが額のはげならば それがはげならば清。

せんがその皮に生じたのであって、

その人は清

祭司はその人を清い者としなければならない。生じているならば、そのかいせんは直ったのでしょう ェしかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が ようす かわ 置き、三四七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留めない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くな いせんが、皮に広くひろがるならば、三、祭司はその人を見なけいせんが、からいる るであろう。ヨ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙しかし、もし彼が清い者とされた後に、 えないならば、 もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見 そらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはなら そのかい め置き、三七日目に祭司はその患部を見なければならな .せんが皮よりも深く見えないならば、〓こその人は身を せんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、 祭司はその人を清い者としなければならない。 そのかいせんは直ったので、その人は清い。 そのか

確<sup>た</sup>い。( か病。 びて、 ある。 \ <u>`</u> らい病が発したのである。四三祭司はこれを見なければ びた白い患部があるならば、 |かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからで 病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人をぴょう。まかである。ないこで、身の皮にらい病があらわれているならば、四四その人はらて、身の皮にらい病があらわれているならば、四四その人はら \ <u>`</u> もしそのはげ頭または、 もしそのはげ頭または、 、それはそのはげ頭または、はげ額に はげ額の患部の腫が白く赤みをお はげ額に赤みを はならな

清意

ればならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなけならない。四个その患部が身にある日の間は汚れた者としなけの口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければ 四日 患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、そのがない。 らない。 ればならない。 すなわち、そのすまいは宿営の外でなければなその人は汚れた者であるから、離れて住まなけ 頭を いを現し、 そ

祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留病の患部である。これを祭司に見せなければならない。またら、かんぶかんぶかん。これを祭司に見せなければならない。まをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらをおびているか。 あれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物あれ、亜麻の衣服であれ、胃、あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、亜麻の衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服で吐また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊きもういぶく 横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、ぱいとであれ、四ヵもしその衣服あるいは皮、あるいは あるいは縦糸、 、その患部が青みは縦糸、あるいは

もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白い光る所があるならば、『ポ、ターラ゚。 ターラ゚。 といる かま かま かま といる いっぱん といる かいま といる

三、また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、

すなわち白

は 大田 | 七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であっれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であった。 または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮でいは羊毛、または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいは縦糸、あるいは羊毛、または 亜麻の縦糸、または横糸、あるいは縦糸、あるいは半毛、または 亜麻の縦糸、または 世紀 かんぶく かっぱく しゅう やっぱん から、その物を火で焼かなければならない。

A LEE しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、HEE 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。HEE 祭司は命じて、その患部の色が変らなけの患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなけの患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部がそのない。HEE そしてそかんぶ やら いっと いっと いっと いっと いっと いっと いっと さいならば、HEE 祭司はそれを見て、もし患部がその衣服、あるいは にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなけにあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。

は横糸から、それを切り取らなければならない。゠゠しいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸 おその衣服、 HK しかし、祭司がこれを見て、それを洗します。 (部のある物を火で焼かなければならない。) である物を火で焼かなければならない。こった物にそれが現れれば、それは再発した る いは縦糸、 あるいは縦糸、 あるいは横糸、 あるいは横糸、あるいはすべて皮で それは再発したのである。 あるいはすべて皮で作った あるいは縦糸、 った後に、 五、また洗った その患部が かし、な あるい その

ない。そうすれば清くなるであろう」。物から、患部が消え去るならば、 再びそれを洗わなければならもの

それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、あるいは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、

# 第一四章

右の足の親指とにつけなければならない。「五祭司はまた一口なり、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、であって、いと聖なる物である。「四そして祭司はその怒祭の血であって、いと聖なる物である。」四そして祭司はその怒祭の血らなければならない。窓祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものらなければならない。 グの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、1<そして右の足の親指とにつけなければならない。1π 祭司はまた一口をする。 またまま いっぱい これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、急でしていませい 罪ざり 祭が動き いるのとしているとの人は雄ロの八日目にその人は雄はないのとします なす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口では、ままでは、ままでは、ままでは、ままでは、ままで、ままで、油一口グとを取らなければならない。 二清めを 祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、 そ を一口グの油と共に愆祭としてささげ、 で主の前に置き、三祭司は、 小羊の全きもの一 ひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の油を七たび主の前に注がなければならない。 1t 祭司は手の激素 け ばならな 右の足の親指とに、さきにつけた窓祭の血紫。からいかない。 頭とを取り、また麦粉十 八 そして祭司は手の の 小羊の全きもの二 十分の三エパに油を混め二頭と、一歳の雌の ひらになお 頭きと、 の上につけ 歳さ 残さ って の雌紫

の油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければ羽を取らなければならない。 〒 祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログ会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行会見の幕屋の入口におる祭司のもと、主の前にこれを携えて行かなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つかなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つかなければならない。その一つは罪祭のため、他の一つかなけん。または家ばとのひな二の油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければの一つがなけん。または家ばとのひな二の油とを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければの油を表した。 た素祭として油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一た素質には、はずに、まずに、なずに、ないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭がないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭 る者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、まの みぎ みま みき で まやゆび みぎ ゆし まやゆびばならない。 1< また祭司はその手のひらにある油を、清めばならない。 1< ならない。 三 その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、 \*\*\*\* しなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。 る 油紫 を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手ない。 〒 そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆じとを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければら を、 燔祭のものをほふらなければならない。 10 そして祭司 清さ められる者の 右の手の親指 の 頭につけ、 また祭司は罪祭をささげて、 主ゅ の 前え ためにあがない で、 その人と 頭を取と 口 のために 右ぎの がんさい チャック かんしなければ 自分の、 1グとを1 清められ のがな をし、そ り、 す 1 取とま

せ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさのが、わたしの家にあります』と言わなければならない。三人のが、わたしの家にあります。 として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有のいます。主はまたモーセとアロンに言われた、国際「あなたがたに所有」 見<sup>み</sup>て、 れば、
日
るの家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなもれば、日
るの家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなも 地において、 めに必要なものに、 た祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につきがして、 三九祭司は七日目に、 3の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。 ^ いうぐら それが壁よりも低く見えるならば、三へ祭司はその家を出て、て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをもで 0 いるならば、 家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあいま 血り をつけたところにつけなけれ 手の届かない者のためのおきてである」。 ば、四〇祭司は命じて、その患部のある石をまたきてそれを見、その患部がもし家の壁 ばならない。 二九 ま

■三このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、そのいまったが、の間であって、これは汚れた物である。四五その家におっているならば、これは家にある。世代のらい病であって、これは汚れた物である。四五その家は、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとくは、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとくは、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとくは、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとくは、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとくは、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとくは、こぼち、その「ない」とは、これは家にある。世代の方れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。との家でも古る日の間に、これにはいる者は夕まで四大その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕までは、このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、そのでは、ない。

ている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これる小鳥とを取って、その殺した小鳥の一羽を流れ水を盛ったの糸と、ヒソプとを取り、至0 その小鳥の一羽を流れ水を盛ったの糸と、ヒソプとを取り、至0 その小鳥の一羽を流れ水を盛ったの糸と、ヒソプとを取り、至0 その小鳥の一羽を流れ水を盛ったのまがが家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのの患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのの患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのの患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのの患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえた後に、そのようない。

教えるものである。これがらい病に関するおきてである。教えるものである。これがらい病に関するおきてであって、モロいってれが清くなるであろう」。ことり、生活ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきのらい病、エスならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきのらい病、エスならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきのらい病、エスならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきのらい病、エスならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきのらい病、エスならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきのらい病、エスならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきでであって、エロいつそれが汚れているか、光る所とに関するおきである。

## 第一五章

・ はまた、モーセとアロンに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、『だれでもその肉に流 出があれば、その流 出はまって、これである。三その流 出による汚れは次のとおりである。すなが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝た床はが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝た床はが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝た床はが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝た床はが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝た床はが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝た床はが止まっていても、共に汚れである。四流 出ある者の寝たに触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。木流 出ある者ければならない。彼は夕まで汚れるであろう。木流 出ある者ければならない。彼は夕まで汚れるであろう。木流 出ある者ければならない。彼は夕まで汚れるであろう。木流 出ある者ければならない。彼は夕まで汚れるであろう。木流 出ある者ければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は流 出あるがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は流 出あるがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。 は流 出あるがなければならない。

彼らは夕まで汚れるであろう。
すことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。すことがあれば、彼らは共に水に身をすすがなければならない。これは夕まで汚れるであろう。「<男がもし女と寝て精を漏らこれは夕まで汚れるであろう。「<別かもし女と寝て精を漏らついた衣服および皮で作った物は水で洗わなければならない。

すべてその女のすわった物は、不浄の汚れのように汚れるであまい。よりはない、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。これで、なお七日を数えなければならない。そして後、清自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清白分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清白分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清白のひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口にとのひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。三〇祭司はそのかのない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のためにない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のためにない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のためによった。またはなばない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のためにある。

と寝る者に関するおきてである。 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから まな ならびに男あるいは女の流 出ある者、黒田 不浄を および ならびに男あるいは女の流 出ある者、黒田 不浄を およな ならびに男あるいは女の流 出ある者、黒田 不浄を およな ならびに男あるいは女の流 出ある者、黒田 不浄を およな ならびに男あるいは女の流 出ある者、出田 不浄を およな いっとうさい まんな いっとうにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから こここのようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから こここのようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから こここのようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから

# 第一六章

モーセに言われた、「あなたの兄弟アロンに告げて、彼が時をわっアロンのふたりの子が、主の前に近づいて死んだ後、ニ主は

なければよう、・・・ 雄やぎ二頭を罪祭のために取り、雄羊一頭というと、 かいゅうれを着なければならない。m またイスラエルの人々の会 衆かられを着なければならない。m またイスラエルの人々の会 衆かられを着なければならない。m またイスラエルの人々の会 衆かられを着なければならない。m はんしょう はんぎょう かいじゅう はやぎ みょう きょうしん しょう しょうしん かいじゅう なければなら なけれ 三アロ 5 かぬようにさせなさい。彼が死を免れるため わたしは雲の中にあって贖罪所の上に現れるからである。 ばならない。 が聖所に、 の 内含 なる聖所に入り、箱の上 はいるには、 次のようにしなければならな なる であ 所は の前に行い

こすなわち、アロンは自分のための罪祭の雄牛をささげて

して彼は主の前の祭壇のもとに出てきて、これがために、あがながれて出るまで、だれも会見の幕屋の内にいてはならない。^^そ の家族と、イスラエルの全会 衆とのために、あがないをなし終せ、彼が聖所であがないをするために、はいった時は、自分と自分と、はいった時は、自分と自分との家族と、イスラエルの全会、東京の大学・ロッスの家族と 贖罪所の前に注ぎ、「<イスラエルの人々の汚れと、」というとと、またまで、「< かの 雄牛の 血のように、贖罪でえ入り、その 血を かの 雄牛の 血のように、贖罪できる人り、その血を垂直すまた民のための罪祭のやぎをほふり、その血を垂直するため、 その血をその上に注ぎ、イスラエルのとを取って祭壇の四すみの角につけ、 ある会見の幕屋のためにも、そのようにしなければならない。こ をしなければならない。また彼らの汚れのうちに、 すなわち、彼らのもろもろの罪のゆえに、聖所のためにあがな いをしなければならない、 イスラエルの人々の汚れと、そのとが すなわち、 の人々の汚れを除いてこれ over the over いったおもって七たび かの雄牛の血と、やぎの その血を垂幕のたれまく がかりかりため、 彼らと共に 内に携 V

を清くし、 聖別しなければならない。

ち、

て、人里離れた地に行くであろう。すなわち、そのやぎを荒野にばならない。ニニこうしてやぎは彼らのもろもろの悪をになっ わち、彼らのもろもろの罪をその上に告白して、これをやぎの頭。 送らなければならない。 にのせ、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなけれ き、イスラエルの人々のもろもろの悪と、もろもろのとが、すな い。三 そしてアロンは、その生きているやぎの頭に両手をお し終えたとき、 |〇 こうして聖所と会見の幕屋と祭壇とのために、あがないをない。 かの生きているやぎを引いてこなければならな

衣服を洗い、: 汚物とは、火 これかのやぎをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすない。これまた罪祭の脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。げて、自分のため、また民のために、あがないをしなければならげて、自分のため、また民のために、あがないをしなければなら 雄牛と、罪祭のやぎとは、宿営の外に携え出し、その皮と肉というと、 ざいさい かっしょくえい そと なきぎ だっしゃ かっしく 聖所で、あがないをするために、その血を携え入れられた罪祭のせいじょ がなければならない。その後、 に入ることができる 罪祭のやぎとは、 水に身をすすがなければならない。 宿営に入ることができる。こもしゅくえいい その後、 その皮と肉と

> るべき定めである。 MEI 油を注がれ、父に代って祭司の職に任じあなたがたは身を悩まさなければならない。 これは永久に守あなたがたは身を悩まさなければならない。 彼は主がモーセに命じられたとおりにおこなった。に一度あがないをするものである」。 られる祭司は、亜麻布の衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、あ き定めであって、イスラエルの人々のもろもろの罪のために、 をしなければならない。 三四 これはあなたがたの永久に守るべ なし、また祭司たちのためと、民の全会衆のために、 いをなし、また会見の幕屋のためと、祭壇のために、あがないを がないをしなければならない。 |||| 彼は至聖所のために、 らである。 がなされ、あなたがたは主の前に、もろもろの罪が清められるか のうちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。三〇こ 何の仕事もしてはならない。この国に生れた者も、はに しごと の日にあなたがたのため、あなたがたを清めるために、あがない ニカ これはあなたがたが永久に守るべき定めである。 七月になって、 EI これはあなたがたの全き休みの安息日であって、 その月の十日に、あなたがたは身を悩まし、 あなたがた あがない あがな

#### 第 — 七

主はまたモーセに言われた、ニ「アロンとその子たち、 スラエルのすべての人々に言いなさい、『主が命じられること

主にささげないならば、その人は、その民のうちから断たれるでいませい。というできょうできょうできょうでは、ままり、これを会見の幕屋の入口に携えてきて、できょうというちに宿る寄聞のだれでも、燔祭あるいははあなたがたのうちに宿る寄聞るかだれでも、燔祭あるいははあなたがたのうちに宿る寄聞るかだれでも、燔祭あるいは <あなたはまた彼らに言いなさい、『イスラエルの家の者、ならない。これは彼らが代々ながく守るべき定めである』。 として主にささげないならば、その人は血を流した者とみなさそれを会見の幕屋の入口に携えてきて主の幕屋の前で、供え物のいけん。まくや、いつぐち、たずさしょうまくや、まて、そな、もの るいは、やぎを宿営の内でほふり、または宿営の外でほふり、四はこれである。すなわち=イスラエルの家のだれでも、牛、羊あ 、また

ルの人々のうち、またあなたがたのうちに宿る寄留者のうち、だいの人々のうち、またあなたがたのうちに宿る寄留者のうち、だたのうちに宿る寄留者も血を食べてしましょう。 ぎ出し、土でこれをおおわなければならない。 に与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからでに祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがた たのうちに宿る寄留者も血を食べてはならない。 = イスラエ なたがたのうち、だれも血を食べてはならない。 ある。 「三このゆえに、わたしはイスラエルの人々に言った。あ またあなたが

寄留者であれ、その衣服を洗い、水に身をまたは裂き殺されたものを食べる人は、 も食べてはならない。すべて肉の命はその血だからである。しはイスラエルの人々に言った。あなたがたは、どんな肉の - 四すべて肉の命は、その血と一つだからである。 もし、洗わず、また身をすすがないならば、彼はその罪を負わな べて血を食べる者は断たれるであろう。 い。彼は夕まで汚れているが、 ればならない』。 、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。^^^^^ その後、 | 国 自然に死んだもの、 清くなるであろう。「六 国に生れた者であれ、 どんな肉の それ で、 わ す 血った

#### 第 一八

け

o イスラエルの家の者、またはあなたがたのうちに宿

肉の命は血にあるかっごう~。
やいのであるかっでう~。
わたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであろわたしの顔を向け、これをその民のうちから断つであるからいる。

主はまたモー い、『わたしはあなたがたの神、主である。』あなたがたの住す セに言われた、ニ「イスラエルの人々に言 んで

いたエジプトの国の習慣を見習ってはならない。またわたしいたエジプトの国の習慣を見習ってはならない。また彼らの定めに歩んではならない。四わたしの定をます。 ない。また彼らの定めに歩んではならない。四 わたしの定めとわたしの定めを守り、それに歩まなければならない。 など、わたしのおきできる。 また彼らの定めに歩んではならない。 できてを行い、わたしの定めに歩んではならない。 できてを行い、わたしの定めに歩んではならない。 はどのとわたしのおきです。 ない。 またがたの神、主である。 エあなたがたはわたしのおきできない。またわたしなどがあなたがたるば、これによって生きるであろう。 わたしは主である。 ない、これによって生きるであろう。 わたしは主である。 ない、これによって生きるであろう。 わたしは主である。 ない、これによって生きるであろう。 わたしは主である。 ない、これによって生きるであろう。 わたしは主である。

母の姉妹を犯してよこ・なりとい。彼女はあなたの父の肉親だからである。い。彼女はあなたの父の肉親だからである。い。彼女はあなたの父の姉妹は、これになり、こまなたの父の姉妹 娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとをいます。 たの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父をはずかし彼女はあなたの母であるから、これを犯してはならない。 ^ あならない。 それはあなたの父をはずかしめることだからである。 自身をはずかしめることだからである。こあなたの父の妻がるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた 問わず、これを犯してはならない。「○あなたのむすこの娘、』 ヵなたがたは、 めることだからである。ヵあなたの姉妹、すなわちあなたの父の を犯してはならない。 Ξ あなたの父の姉妹を犯してはならな てはならない。わたしは主である。tあなたの母を犯してはな あなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これ あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた だれ ŧ その肉親の者に近づいて、これを犯し 彼女はあなたの母の肉親だから |三 またあなたの あ

> 悪事である。「<あなたは妻のなお生きているうちにその姉妹がといってはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これはまか てはならない。この隣の妻と交わり、彼女によって身を汚しては「ヵあなたは月のさわりの不浄にある女に近づいて、これを犯しいよう。」 い。またその女のむすこの娘、またはその娘の娘を取って、これらである。「モあなたは女とその娘とを一緒に犯してはならならである。」モあなたは女とその娘とを一緒に犯してはならな ならない。これは道にはずれたことである。 べきことである。三のなたは獣と交わり、これによって身を汚います。 三 あなたは女と寝るように男と寝てはならない。 ならない。三 あなたの子どもをモレクにささげてはならない。 を取って、同じく妻となし、これを犯してはならない。 るから、これを犯してはならない。 - ^ あなたの兄弟の妻を犯し なたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたのむすこの妻であ である。 してはならない。また女も獣の前に立って、 またあなたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。 てはならない。それはあなたの兄弟をはずかしめることだか しめてはならない。彼女はあなたのおばだからであ |四あなたの父の兄弟の妻を犯し、父の兄弟をはず これと交わっては これは憎む

27

これらのもろもろの事によって汚れ、ニョその地もまた汚れてい

ゆえに、わたしはその悪のためにこれを罰し、その地もまた

IM あなたがたはこれらのもろもろの事によって身を汚しては

わたしがあなたがたの前から追い払う国々の人は、

る。

ならない。

神、主である『。
たこれによって身を汚してはならない。 ○ それゆえに、あなたがたはわたしの言いつけを守り、先に行わ この地を汚して、この地があなたがたの先にいた民を吐き出したので、その地も汚れたからである。ニヘこれは、あなたがたが これらのもろもろの憎むべき事の一つでも行う者があれば、こ にいたこの地の人々は、これらのもろもろの憎むべき事を行っ 事の一つでも行ってはならない。国に生れた者も、の定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろ その住民を吐き出すのである。これゆえに、 れを行う人は、だれでもその民のうちから断たれるであろう。゠ たように、あなたがたをも吐き出すことのないためである。 のうちに宿っている寄留者もそうである。 れたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。まれたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。ま 定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろの憎むべき わたしはあなたがたの まあなたがたの先 あなたがたはわたし あなたがた 二九

#### 第 九章

安息日を守らなければならない。わたしはあなたがたの神、主象をそくにも、非もの母とその父とをおそれなければならない。またわたしのはは、 なさい、『あなたがたの神、 なたがたも聖でなければならない。『あなたがたは、おのおのそ 主はモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々の全会衆に言いしょ 主なるわたしは、聖であるから、 あ

> 神、主である。
> ために神々を鋳て造ってはならない。ためになる。 である。四むなしい神々に心を寄せてはならない。 わたしはあなたがたの また自分 分がの

五

であろう。<それを食べる者は、主の聖なる物を汚すので、そのらば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられない 火で焼かなければならない。tもし三日目に、少しでも食べるながた日と、その翌日とに食べ、三日目まで残ったものは、それを であろう。 とがを負わなければならない。その人は民のうちから断たれる られるように、それをささげなければならない。<br />
< それは、ささ 酬恩祭の犠牲を主にささげるときは、 いっつおんさい きせい しゅうおんさい きせい しゅど、主である。 あなたがたが受け入れ

拾ってはならない。10あなたのぶどう畑の実を取りつくしている。まで刈りつくしてはならない。またあなたの刈入れの落ち穂をまで刈りつくしてはならない。またあなたがたの地の実のりを刈り入れるときは、畑のすみずみれ あなたがたの地の実の ない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなけれはならない。またあなたのぶどう畑に落ちた実を拾ってはなら ばならない。わたしはあなたがたの神、 主である。

偽ってはならない。こわたしの名により偽り誓って、 らない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたのもとにとどめい。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはな こ。あなたがたは盗んではならない。敷いてはならない。 たの神の名を汚してはならない。わたしは主である。 あなたが 互<sup>たがい</sup>

ければならない。わたしは主である。いの前につまずく物を置いてはならない。あなたの神を恐れない。が、ないではならない。耳しいを、のろってはならない。目しておいてはならない。『耳しいを、のろってはならない。

る。

なければならない。わたしは主である。 いだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さあなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをあなたはあだを返してはならない。 「人に、おおなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人をねっているからない。 あなたの隣人をねっているからない。 あなたの隣人をねっているからない。 あなたの隣人をねっているのではならない。 あなたの隣人をねっているのではならない。 あなたの隣人をねっているのではならない。 あなたの隣人をねっているのではならない。 あなたの隣人をねっているのではならない。 あなたの隣人をねっているのではならない。 あなたの隣人をねっているのではない。

けてはならない。 二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につの種をまいてはならない。 二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につの種をまいてはならない。 あなたの畑に二種たの家畜に異なった種をかけてはならない。 あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。 あなっれ あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。 あなっれ あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。 あなっれ あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。 あなっれ あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。 あなっれ あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。 あなっれ あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。

ではないからである。三 しかし、その男は愆祭を主に携えてこは罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女はら、 かんといない者と寝て交わったならば、彼らふたりこのだれでも、人と婚約のある女 奴隷で、まだあがなわれず、このだれでも、やり ばんやく かまで、まだあがなわれず、

はあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木を植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなきにささげなければならない。 ヨしかし五年目には、おなたがたの実を聖なる物とし、それをさんびの供え物としてといって、さいまればならない。 ヨしかし五年目には、たはその実を食べることができるであろう。 こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。 こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。 こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。 こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。 こうするならば、たはその実を食べることができるであろう。 わたしなおなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはあなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をはないたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木をは、

\ <u>`</u> 二九 身に入墨をしてはならない。わたしは主である。はならない。こへ死人のために身を傷つけてはならない。 二六 で た 11 ある。 をしてはならない。魔法を行ってはならない。こもあ のびんの毛を切ってはならない。 あなたがたは何をも血のままで食べてはならない。 あなたの娘に遊女のわざをさせて、これを汚しては 9る。三○あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖所これはみだらな事が国に行われ、悪事が地に満ちないため ひげの両端をそこなって またららな いなたが ならな また

たの神、主である。 ちの神、主である。 ならない。 彼らに問うて汚されてはならない。 わたしはあなたがらない。 彼らに問うて汚されてはならない。 わたしはあなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはな こ あなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはな

である。それである。またの神を恐れなければならない。わたしは主名人を敬い、あなたの神を恐れなければならない。わたしは主語の人の前では、起立しなければならない。また正言あなたは白髪の人の前では、ぎりっ

正正 もし他国人があなたがたの国に寄留して共にいるならば、これをしえたげてはならない。IM あなたがたと共にいる寄留のれをしえたげてはならない。IM あなたがたと共にいる寄留のれをしえたげてはならない。IM あなたがたと共にいる寄留のれをしえたげてはならない。IM あなたがたと共にいるならば、これを受けるない。IM あなたがたと共にいるならば、これをできない。IM あなたがたの国に寄留して共にいるならば、これをしたことがある。

守って、これを行わなければならない。わたしは主である』」。 りにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。言いにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。これのなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石、正しいエパ、正あなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石、正しいエパ、正あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はか言。あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はか言。あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はか言。あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はか言。

## 第二〇章

・主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさー主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、『イスラエルの人々に言われた、ニ「イスラエルのうちに寄留すい、『イスラエルの人々に言われた」は顔をその人に向け、彼を民のうちから断つであろう。彼がその子供をモレクにささげてわたしまい。またわたしの聖所を汚し、またわたしの聖なる名を汚したからである。四そのととはないまたわたしの聖なる名を汚したからである。四そのから断つであろう。彼がその子供をモレクにささげてわたしまい。またから断つであろう。彼がその子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、の人が子供をモレクにささげるとき、国の民がもしことさらに、ないがより、またわたしの聖なる名を汚したからいならに、ないの人々に言いなさい。

ならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろう者は、必ず殺されなければる。π だれでも父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。彼が父または母をのろったので、その血は彼に帰すならない。

で、断たれなければならない。

彼は、その姉妹を犯したのである。 一八人がもし、

月のさわ

その罪を負わなければならない。

ば、これは恥ずべき事である。彼らは、その民の人々の目の前ば、これは恥ずべき事である。彼らは、その兄の人々の目の前づいて、その姉妹のはだを見、女はその兄弟のはだを見るならは、人がもし、その姉妹、すなわち父の娘、あるいは母の娘に近った。 も憎むべき事をしたので、必ず殺されなければならない。その に帰するであろう。 = 女と寝るように男と寝る者は、ふたりと ればならない。あなたがたはまた、その獣を殺さなければなら めである。「五男がもし、 ばならない。このような悪事をあなたがたのうちになくするた 血は彼らに帰するであろう。I型女をその母と一緒にめとるなり、かかります。 ふたりとも必ず殺されなければならない。その血は彼らに帰す 10人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれ べきである。その血は彼らに帰するであろう。 るであろう。三子の妻と寝る者は、ふたり共に必ず殺されなけ の父の妻と寝る者は、その父をはずかしめる者である。彼らはい。 まき ね もめ その姦夫、姦婦は共に必ず殺されなければならない。こその姦夫、姦婦は共に必ず殺されなければならない。こそ その女と獣とを殺さなければならない。彼らは必ず殺さる これは悪事であって、彼も、女たちも火に焼かれなけれ - ^ 女がもし、獣に近づいて、これと寝るならば、 獣と寝るならば彼は必ず殺されなけばの ね あなた

う。 風習に、あなたがたは歩んではならない。彼らは、このもろもであろう。== あなたがたの前からわたしが追い払う国びとので がたは清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥を区別しなければきょけものけが、けず、とりできょとり くべったを他の民から区別したあなたがたの神、主である。三ヵあなただ。 よくべっ ろのことをしたから、わたしは彼らを憎むのである。IBわたし たを住まわせようと導いて行く地は、あなたがたを吐き出さぬこれを行わなければならない。そうすれば、わたしがあなたが らわしいことである。彼はその兄弟をはずかしめたのである ろう。これは乳と蜜との流れる地である」。 == あなたがたはわたしの定めとおきてとをことごとく守って、 から、彼らは子なき者となるであろう。 であろう。三人がもし、その兄弟の妻を取るならば、これは汚いのようで、これは汚いのます。 ない。この人がもし、そのおばと寝るならば、これはおじをはず の者を犯すことであるから、彼らはその罪を負わなければならい。 はあなたの父の姉妹を犯してはならない。これは、自分の肉親 うちから断たれなければならない。「ヵあなたの母の姉妹、また」 りのある女と寝て、そのはだを現すならば、 ならない。 はあなたがたに言った、「あなたがたは、彼らの地を獲るであろ かしめることであるから、彼らはその罪を負い、子なくして死ぬ わたしはこれをあなたがたに与えて、これを獲させるであ わたしがあなたがたのために汚れたものとして区 ふたり共にその民の 男は女の源を現し、 わたしはあなたが

区別したからである。
区別したからである。
の場で、あなたがたをわたしのものにしようと、他の民からなる者で、あなたがたをわたしのものにしようと、他の民からたの身を忌むべきものとしてはならない。これあなたがたはわたの身を忌むべきものとしてはならない。これあなたがたはわした獣、または鳥またはすべて地を這うものによって、あなたがした獣。

その血は彼らに帰するであろう』」。なければならない。すなわち、石で撃ち殺さなければならない。すなわち、石で撃ち殺さなければならない。こも男または女で、口寄せ、または占いをする者は、必ず殺され

# 第二一章

はならない。こただし、近親の者、すなわち、父、母、むすこ、娘、とうない。こただし、近親の者、すなわち、父、母、むすこ、娘、はならない。こただし、近親の者、すなわち、父、母、むすこ、娘、ためには、その身を汚してはならない。まだ夫のない処女なる姉妹のためには、身を汚してはならない。まだ夫のない処女なる姉妹のためには、身を汚してはならない。まだ夫のない処女なる姉妹のためには、身を汚してはならない。まだ夫のない処女なる姉妹のためには、身を汚してはならない。まだ夫のない処女なる姉妹ののためには、身を汚してはならない。まだ夫のない処女なる姉妹ののためには、身を汚してはならない。まだ夫のない。また身に傷をつけてはならない。た彼らは神に対して聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また神の食物をささげる者であるから、聖でなければならない。また夫に出さならは遊女や汚れた女をめとってはならない。また夫に出さならは遊女はない。

近寄って、神の食物をささげてはならない。「<すべて、その身がかまった。なる」とよくもっい、『あなたの代々の子孫で、だれでも身にきずのある者は「<主はまたモーセに言われた、「t「アロンに告げて言いなさ

る』」。

はならない。すなわち、同しい、是なにきずのある者は近寄ってはならない。すなわち、同しい、是ない。身にきずがあるがら、まただし、垂幕に近づいてはならない。彼は身にきずがあるから、で、主の火祭をささげてはならない。かれた者、この世のとない。の者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。この者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。この者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。この者、かさぶたのある者、こうがんのつぶれた者などである。この世の食物をささげるために、近寄ってはならない。言彼は神の神の食物をささげるために、近寄ってはならない。また祭壇に近寄ってはなただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはなただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚しらない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚したが、しばくなっせい。また祭壇に近寄ってはなただし、垂幕に近づいてはならない。また祭壇に近寄ってはならない。身にきずがあるからである。彼はわたしの聖所を汚してはならない。すなわち、目しい、足なにきずのある者、近かとである。かれた。

### 第二二章

ささげる聖なる物に、汚れた身をもって近づく者があれば、そのささげる聖なる物に、汚れた身をもって近づく者があれば、そのさげる物をみだりに用いて、わたしの聖なる名を汚さないようさげる物をみだりに用いて、わたしの聖なる名を汚さないようさける物をみだりに用いて、わたしの聖なる名を汚さないようとがたの代々の子孫のうち、だれでも、イスラエルの人々の聖なる物、すなわち、彼らがわたしにさて、イスラエルの人々の聖なる物、すなわち、彼らがわたしにさて、イスラエルの人々の聖なる物、すなわち、彼らがわたしにさいまして、

れたものを食べ、それによって身を汚してはならない。わたし彼の食物だからである。<自然に死んだもの、または裂き殺さであろう。そののち、聖なる物を食べることができる。それはであろう。 なる供え物を食べてはならない。ここもし祭司の娘が、寡婦となきる。ここもし祭司の娘が一般の人にとついだならば、彼女は聖きる。またその家に生れた者も祭司の食物を食べることができる。またその家に生れた者も祭司の食物を食べることがで 人は夕まで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならせよ、人を汚れさせる人に触れた者、^このようなものに触れた すべて人を汚す這うものに触れた者、または、どのような汚れに死体によって汚れた物に触れた者、精を漏らした者、ヰまたは、焼清くなるまで、豊なる物を食べてはならない。また、すべては禿ま 同居人や雇人も聖なる物を食べてはならない。こしかし、祭司とうやまなど、やといけん せい もの たこの すべて一般の人は聖なる物を食べてはならない。祭司のいっぱん ひと せい もの た ことのないためである。わたしは彼らを聖別する主である。ればならない。彼らがこれを汚し、これがために、罪を獲て平ればならない。ホホ ば、聖なる物を食べてはならない。

も日が入れば、彼は清くなる り が金をもって人を買った時は、その者はこれを食べることがでかね アロンの子孫のうち、だれでも、らい病の者、また流 出ある人はわたしの前から断たれるであろう。わたしは主である。 0) は主である。πそれゆえに、彼らはわたしの言いつけを守らなけ ようであれば、 または出されて、子供もなく、その父の家に帰り、 その父の食物を食べることができる。 出ある者 娘の時 <sup>むすめ</sup>とき 祭され

あやまって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加あやまって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加まって聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加まさ、聖なる物としてこれを祭司に渡さなければならない。」まえ、聖なる物としてこれを祭司に渡さなければならない。」まれ、聖なる物を食べるならば、それにその五分の一を加いようにさせなければならない。自まればならない。「四もし人がし、一般の人は、すべてこれを食べてはならない。回もし人がある』」。

こととその子たち、およって、または自発の供え物を大きない。このようなものを主にささげてはならない。この大きずのあるものはささげようとするならば、「カあなたがたの受け入れられるように牛、羊、あるいはやぎの雄の全きものをささげなければならない。このすべての後れたのである。こもし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を酬恩祭の様え物のために、やけ入れられないからである。こもし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を酬恩祭の様え物のために、牛または羊を酬恩祭の様え物のために、牛または羊を酬恩祭の養地として、主にささげようとするならば、その受け入れられるために、それは全きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。こすなわち獣のうちで、めくらのなきずもあってはならない。こまなわち獣のうちで、めくらのなきずもあってはならない。こまなおよび、それには、どんなきずもあってはならない。こまなおよび、それには、どんなきずもあってはならない。こまなわち獣のうちで、めくらのなきずもあってはならない。こまなど、あなたがたは、こる者、かいせんの者、かさぶたのある者など、あなたがたは、このようなもの、がり取った所のあるもの、うみの出もの、折れた所のあるもの、がり取った所のあるもの、うみの出もの、がれた所のあるもの、からないといる。

じ日にほふってはならない。 ニュ あなたがたが感謝の犠牲を主れるであろう。 ニ< あなたがたは雌牛または雌 羊をその子と同ばならない。八日目からは主にささげる火祭として受け入れらばならない。 ことを、行ってはならない。ニョまた、あなたがたは異邦人の手さげてはならない。またあなたがたの国のうちで、このような らない。明くる日まで残しておいてはならない。 られないであろう。このあなたがたは、こうがんの破れたもの、 供え物とすることはできるが、誓願の供え物としては受け入れた。まで、足の長すぎる者、または短すぎる者は、あなたがたが自発ので、足の長すぎる者。または短すぎる者は、あなたがたが自発の なければならない。≡○これはその日のうちに食べなければな にささげるときは、 が生れたならば、これを七日の間その母親のもとに置かなけれ 三、主はまたモーセに言われた、こも「牛、または羊、 あなたがたのために受け入れられないからである』」。 げてはならない。これらのものには欠点があり、きずがあって、 からこれらのものを受けて、あなたがたの神の食物としてささ れらを火祭として、主にささげてはならない。 三 牛あるいは羊 つぶれたもの、裂けたもの、または切り取られたものを、主にさ あなたがたの受け入れられるようにささげ わたしは またはやぎ 主

を汚してはならない。かえって、わたしはイスラエルの人々のない。わたしは主である。三 あなたがたはわたしの聖なる名に あなたがたはわたしの悪なる名 まこ あなたがたはわたしの戒めを守り、これを行わなければなら

ある。

はまたモーセに言われた、一〇

うちに聖とされなければならない。わたしはあなたがたを聖別 する主である。 |ジプトの国から導き出した者である。 IIII あなたがたの神となるために、 わたしは主である」。

る。 間は仕事をしなければならない。第七日は全き休みの安息日でのとおりである。これらはわたしの定めの祭である。三六日のい、『あなたがたが、ふれ示して聖会とすべき主の定めの祭は次い、『あなたがたが、ふれっして聖会とすべき主の定めの祭は次い、『あなたがたが、ふれっしゃ あなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日でああり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあり、世にかに 

労働もしてはならない。<あなたがたは七日の間、主に火祭をさるとと、これで、日本の初めの日に聖会を開かなければならない。どんない。日その祖は日の間は種入れぬパンを食べなければならなあなたがたは七日の間は種入れぬパンを食べなければならな さげなければならない。 な労働もしてはならない』」。 第七日には、また聖会を開き、どのようだいにち 「イスラエルの人々に言いな

> す日に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげな翌日に、これを揺り動かすであろう。ニまたその束を揺り動か東を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の東を主の前に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日のばならない。ニ 彼はあなたがたの受け入れられるように、そのばならない。ニ 彼はあなたがたの受け入れられるように、その パを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしな て、代々ながく守るべき定めである。 け ければならない。ここその素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エ なたがたは穀物の初穂の束を、祭司のところへ携えてこなけ べてはならない。これはあなたがたのすべてのすま をささげるその日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も、 を用いなければならない。「四あなたがたの神にこの供え物がはならない。」四あなたがたの神にこの供え物がはならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分のを用い、これを主にささけて火祭とし、乳にししょい い、『わたしが与える地にはいって穀物を刈り入れるとき、 いに お

雄牛一頭と、雄羊二頭をささげなければなうな、。よるつあなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、 麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携えてきて揺祭としなけならない。」もまたあなたがたのすまいから、十分の二エパならない。 翌日までに、五十日を数えて、新穀の素祭を主にささげなければよくじった。 かぞう しょう かぞう しょう かんしょう かぞくにい しょう かぞ しょう かぞくにい かんそくにい しょう かぞく しょう かぞくにい かんそくにい ばならない。これは初穂として主にささげるものである。「< れらをその素祭および灌祭とともに主にささげて燔祭としなけ 十分の二エ 第七の安息日 すなわち、こ た日から満 パの ば れ  $\mathcal{O}$ 

は、その日にふれ示して、聖会を開かなければならない。どのよげる聖なる物であって、祭司に帰するであろう。三 あなたがた そして祭司はその初穂のパンと共に、この二頭の小羊を主の前が半二頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。10によっによった。 しゅうおんさい ぎせい うな労働もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすま いにおいて、代々ながく守るべき定めである。 に揺祭として揺り動かさなければならない。 るであろう。」ヵまた雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、 .ばならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとな これらは主にささ 一歳が Ô

0)

た の 神、 たの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のたいで、 畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。 またあなたって、 畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。 またあな めに、それを残しておかなければならない。 三 あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあ 主である』」。 わたしはあなたが

さい、『七月一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴い『主はまたモーセに言われた、『『イスラエルの人々に言いない』 らない』。 労働もしてはならない。 らして記念する聖会としなければならない。これどのようない。 しかし、 主に火祭をささげなけれ にばな

の日である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主に火祭をま、主はまたモーセに言われた、こも「特にその七月の十日は贖罪」 ささげなけ ればならない。 あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、 三、その日には、 どのような仕事もし

> 夕まで安息を守らなければならない」。 その日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。 たがたの全き休みの安息日である。 EO またすべてその日にどのような仕事をしても、 てはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神、 まいにおいて、代々ながく守るべき定めである。三これはあな ような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのす しは民のうちから滅ぼし去るであろう。三 あなたがたはどの 前にあがないをなすべき贖罪の日だからである。 ニュ すべて あなたがたは身を悩まさな その人をわた

日であるから、どのような労働もしてはならない。これは聖会の会を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖会の会を開き、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖七日の間、主に火祭をささげなければならない。三六またければならない。どのような労働もしてはならない。三六またければならない。どのような労働もしてはならない。三六また にそれを守らなければならない。 Em 初めの日に聖会を開かな さい、『その七月の十五日は仮庵の祭である。七日の間、主の前に 主はまたモーセに言われた、三四「イスラエルの人々に言いない。」

会とし、主に火祭すなわち、燔祭、 Et これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ、示しい。 0 のささぐべき日にささげなければならない。 にほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またい安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、 素祭、犠牲および灌祭を、 三八このほ かに またそ して聖い

らは皆あなたがたが主にささげるものである。のほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これのほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これ

### **第二四章**

所へ持ってこさせ、絶えずともしびをともさせなさい。゠すなわといる。ものでは、たれの油を、ともしびのためにあなたのオリブを砕いて採った純粋の油を、ともしびのためにあなたの「主はまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に命じて、」。

ダンの部族のデブリの娘で、名をシロミテといった。こ 人々はうったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母はい、こ そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して、のし、こ そのイスラエルの女の産んだ子が主の名を汚して、のの産んだ子と、ひとりのイスラエルびとが宿営の中で争いを者が、イスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりのこっイスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりのこっイスラエルの女を母とし、エジプトびとを父とするひとりの

セに命じられたようにした。

殺されなければならない。三他国の者にも、この国に生れた者ない。三 獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者はをもって、人に傷を負わせたように、自分にもされなければなら い。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚すときはい。他国の者でも、この国に生れた者でも、主の名を汚す者は必ず殺その罪を負わなければならない。「<主の名を汚す者は必ず殺その罪を負わなければならない。」<主の名を汚す者は必ず殺スラエルの人々に言いなさい、『だれでも、その神をのろう者は、スラエルの人々に言いなさい、『だれでも、その神をのろう者は、 彼を閉じる に引き出し、石で撃て」と命じたので、イスラエルの人々は、主のの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外エルの人々に向かい、「あの、のろいごとを言った者を宿営の外 ばならない。こですなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなけれ もってその獣を償わなければならない。「ヵもし人が隣人に傷いが殺されなければならない。」^獣を撃ち殺した者は、獣をかない。」 必ず殺されなければならない。「<獣を撃ち殺した者は、ない。」 たしはあなたがたの神、 殺されなければならない。」もだれでも、人を撃ち殺した者は、 あなたがたは同一のおきてを用いなければならない。 せ、全会衆に彼を石で撃たせなさい。「五あなたはまたイ 込めて セに言われた、一四「あ 主の示しを受けるのを待ってい 主だからである』」。 二二モーセがイスラ の、のろいごとを言った わ

・ カー ピメ、こう尾と長りることができる。四しかし、七年目に三 六年の間あなたは畑に種をまき、また六年の間ぶどう畑の枝は、その地にも、主に向かって安息を守らせなければならない。言いなさい、『わたしが与える地に、あなたがたがはいったとき、 ゴにミン・1 たのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならな穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。また、あない。また、ぶどう畑の枝を刈り込んではならない。エ あなたのい。また、ぶどう畑の枝を刈り込んではならない。エ あなたの 人と、せあなたの家畜と、あなたと、男女の奴隷と、からく 向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならなは、地に全き休みの安息を与えなければならない。これは、主にを刈り込み、その実を集めることができる。回しかし、七年目にをがり込み、その実を集めることができる。四しかし、七年目に の地の産物は、あなたがたの食物となるであろう。い。これは地のために全き休みの年だからである。い。これは地のために全き休みの年だからである。 の産物はみな、 主はシナイ山で、モーセに言われた、ニ「イスラエ ことれい、そとこと、あなたがたの食物となるであろう。 食物となるであろう。 あなたの国のうちの獣とのために、そ 雇人と、あなたの所に宿っている他という。 ス安息の年 ル すなわち、 ルの人々に 国~

なければならない。 ○ その五十年目を聖別して、国中のすべてなければならない。 宮島の年七たびの年数らせなければならない。 安息の年七たびの年を響き渡らせなければならない。 安息の年を七たび、すなわち、七年を七回数えなけれの産物はみな、 食物となるてまぇ・

の五十年目はあなたがたにはヨベルの年である。の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければなの。。 の住民 手入れをしないで結んだぶどうの実は摘んではならない。三ならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。 る。 この年はヨベルの年であって、あなたがたに聖であるからであ がたにはヨベルの年であって、あなたがたは、 あなたがたは畑に自然にできた物を食べなければならなりなった。 に自由をふれ示さなければならない。この おのおのその家族に帰らなければならない。 ニ そ い。この年はあなたい。この年はあなた 種をまいては

がって、あなたに売らなければならない。「木年の数の多い時がって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数にしたがって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数にした ときは、互に欺いてはならない。「ヨヨベルの後の年の数にしたならない。」四あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うならない。四あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うまこのヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければ 実を結び、あなたがたは飽きるまでそれを食べ、安らかにそこには安らかにその地に住むことができるであろう。「ヵ地はそのキャナ は、 守って、これを行わなければならない。 ばならない。 あなたがたは互に欺いてはならない。あなたの神を恐れなけれならない。彼があなたに売るのは産物の数だからである。「ヒ あなたがたはわたしの定めを行い、 その値を増し、年の数の少ない時は、値を減らさなければ わたしはあなたがたの神、 そうすれば、 またわたしのおきてを 主である。 あなたがた

> 産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、 目に、あなたがたに祝福をくだし、三か年分の産物を実らせる食べようか」とあなたがたは言うのか。三 わたしは命じて六年をべまうか」とあなたがたは言うのか。三 わたしは命じて六年を は永代には売ってはならない。地はわたしのものだからであ であろう。三あなたがたは八年目に種をまく時には、 ず、また産物を集めることができないならば、 いもどしに応じなければならない。 あなたがたは古いものを食べることができるであろう。== 地 住むことができるであろう。こ〇「七年目に種々 あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いする。 あなたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。 わたしたちは何を をまくことができ なお古い

四四 る。

主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地にすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買いす を買い手に返さなければならない。そうすればその人はそのうになったならば、これそれを売ってからの年を数えて残りの分 ない。 帰ることができるであろう。 所有の地に帰ることができる。ニヘしかし、 くても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるよ の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければなら IH あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、 - 1 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいな もしそれを買いもど 彼れ

人が城壁のある町の住宅を売 元った時は、 売ぅ つて から満 年ねん

二九

ノ、皮(うり町々の哥囲の放牧地は売ってはならない。それは彼の人々のうちに彼らがもっている所有だからである。=四ただっかがり 年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルと、買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルのか ができ、 との町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、 ももどされないであろう。 三 しかし、周囲に城壁のない村々のを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年に、 はまり しょりくき 家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすこといえ 買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれ。 らの永久の所有だからである。 でも買いもどすことができる。 == レビびとのひとりが、 どすことを許さなければならない。三〇満に 彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。
かれ まきまち しゅうい ほうぼくち は、 またヨベルの年には、もどされるであろう。三二レビび それを買いもどすことができる。 一年のうちに、 その間は彼に買 レビびとはいつ それを それを 1 も

三九

させなければならない。三々彼から利子も利息も取ってはなら寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえ はならない。 ll あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、 地をあなたがたに与え、 を貸してはならない。 あなたの神を恐れ、 三へわたしはあなたがたの神、 あなたの兄弟をあなたと共に生きな かつあなたがたの神となるためにあ 主であって、 彼を助け、 カナン

> う。 い。四三あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神わたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもど見て、董と、て、こ、しませんで らを獲て、 彼らはあなたがたの所有となるであろう。 四六 あなたがたは彼れたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。 そして わち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。四ヵまた、あなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなを恐れなければならない。四四あなたがもつ奴隷は男女ともにます。 四4 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわ できる。 ことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなあなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買う 所で勤めさせなさい。四一その時には、彼は子供たちと共にあない。 とのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの なたがたをエジプトの国から導き出した者である。 たがたは互にきびしく使ってはならな のように働かせてはならない。四〇彼を雇人のように、 あなたの兄弟が落ちぶれて、 しかし、あなたがたの兄 弟であるイスラエルの人々をあな すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろく、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることが あなたに身を売るときは、 、また旅び

いるあなたの兄弟が落ちぶれ

て、

あなたと共にいるそ

がい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならければならない。五日なお残りの年が多い時は、その年数にした決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなきでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金をまでを、その買い主とは、ないの金を払わなければならい。 兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。四れあるい 場合、四个身を売った後でも彼を買いもどすことができる。皆かれ、からいまたは寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を声きゅうしゃ、な ればならない。エール 彼は年々雇われる人のように扱われなけれと共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなけと。 ぱいきん プトの国から導き出したわたしのしもべである。の人々は、わたしのしもべだからである。彼らは ならない。 あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければ あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。 は、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。 ばならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならな たの神、 五のその時、 主である または寄留者の一族のひとりに身を売りのようにある。 彼は自分の身を売った年からヨベルの年 彼らはわたしがエジ 五五 イスラエル わたしはあな ヨベル その つた

る。

の神、主だからである。こうここで 「あなたがたは自分のために、偶像を造って あなたがたは自分のために、偶像を造って あなたがたは自分のために、偶像を造って 「あなたがたは自分のために、偶像を造って 「あなたがたは自分のために、 またわたしの聖所を敬わなければならない。 主だからである。こあなたがたはわたしの安息日を守り、 偶像を造ってはならない。 またあなたがたの地に わたしはあなたがた わたしは主で また

追い、あなたがたの敵はつるぎに到れるであろう。『っこッよう』。ハるであろう。ハあなたがたの五人は百人を追い、百人は万人をれるであろう。『あなたがたの五人は百人を追い、百人は万人を たがたは敵を追うであろう。彼らは、あなたがたのつるぎに倒るぎがあなたがたの国を行き巡ることはないであろう。ょあなる ろう。 むであろう。<わたしが国に平和を与えるから、あなたがたは安たは飽きるほどパンを食べ、またあなたがたの地に安らかに住き、ぶどうの取入れは、種まきの時まで続くであろう。 あなたが であろう。mあなたがたの麦打ちは、ぶどうの取入れの時まで続がたに与えるであろう。地は産物を出し、 畑の木々は実を結ぶて、これを行うならば、罒わたしはその季節を覚に、雨をあなたて、これを行うならば、四わたしはその季節を覚に、雨をあなた らかに寝ることができ、 き、ぶどうの取入れは、種まきの時まで続くであろう。 Ξ なたがたを顧み、多くの子を獲させ、 もしあなたがたがわたしの定めに歩み、 わたしはまた国のうちから悪い獣を絶やすであろう。 あなたがたを恐れさすものはないであ あなたがたを増し、 わたしの 戒めを守ませ あなた つ つ

がたと結んだ契約を固めるであろう。「○ あなたがたは古いがたと結んだ契約を固めるであろう。「三 わたしはあなたがたのうちに建て、心にあなたがたを忌みきらわないであろう。こ わたしはあなたがたのうちに歩み、あなたがたの神となり、あなたがたを記みきらわないであろう。こ わたしはあなたがたの言に歩み、あなたがたの神となり、あなたがたはわたしの民となるであろう。 こ わたしは幕屋をあなたがたの神、主であって、あなたがたを記みきらわないであろう。こ わなたがたはおたしの民となるであろう。 こ わたしはあなたがたのがたと結んだ契約を固めるであろう。 「○ あなたがたは古いがたと結れだ契約を固めるであろう。 「○ あなたがたは古いがたと結れた契約を固めるであろう。 「○ あなたがたは古いがたと結れた契約を固めるであろう。 「○ あなたがたは古い

追う者もないのに逃げるであろう。「へそれでもなたがたの憎む者があなたがたを治めるであろう。 れを食べるであろう。」もわたしは顔をあなたがたにむけて攻せ べての戒めを守らず、「ヨわたしの定めを軽んじ、心にわたしの 四四 せるであろう。あなたがたが種をまいてもむだである。 であろう。 の契約を破るならば、 おきてを忌みきらって、わたしのすべての戒めを守らず、わたし しかし、 わたしに聞き従わないならば、 あなたがたは敵の前に撃ちひしがれるであろう。 すなわち、 あなたがたがもしわたしに聞き従わず、またこのす 一、わたしはあなたがたにこのようにする あなたがたの上に恐怖を臨ませ、 一へそれでもなお、 わたしはあなたがたの罪を あなたがたは またあな あなたが 肺病と

は実を結ばないであろう。 「れわたしはあなたがたの誇とする七倍重く罰するであろう。」 わたしはあなたがたの地を力を砕き、あなたがたの天を鉄のようにし、あなたがたの地をして砕き、あなたがたの天を鉄のようにし、あなたがたの地をはまるであろう。」 れわたしはあなたがたの誇とする上倍重く買するであろう。」 かたしはあなたがたの誇とする上倍重く買するであろう。

がたの大路は荒れ果てるであろう。 ましあなたがたがわたしに逆らって歩み、わたしに聞き従わます。 ましあなたがたのすば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたの罪に従って七倍の災をあなないならば、わたしはあなたがたの罪に従っても治れています。 きょしあなたがたがわたしに逆らって歩み、わたしに聞き従わ

こまもしあなたがたがこれらの懲しめを受けてもなお改めず、わらって歩み、あなたがたの罪を七億重く罰するであろう。これたしはあなたがたの上につるぎを臨ませ、違約の恨みを報いるであろう。あなたがたが町々に集まる時は、あなたがたのうちに疫病を送り、あなたがたは敵の手にわたされるであろう。これたしがあなたがたの一つのかまどでパンを焼き、それをはかりにかけてあなたがたに逆れたしがあなたがたのである。これのかまどでパンを焼き、それをはかりにかけてあなたがたに逆れたしがあなたがたがこれらの懲しめを受けてもなお改めず、わこまなすであろう。あなたがたは食べても満たされないであろう。

それでもなお、あなたがたがわたしに聞き従わず、わたしに

二七

び倒れるであろう。

ミセ彼らは追う者もないのに、 \*\*\*

つるぎをの

いだかせるであろう。彼らは木の葉の動く音にも驚いて逃げ、たがたのうちの残っている者の心に、敵の国でわたしは恐れを

たの安息のときに休みを得なかったものである。=< またあな

つるぎを避けて逃げる者のように逃げて、

追う者もないのにこ

たの後を追うであろう。あなたがたの地は荒れ果て、あなたがしはあなたがたを国々の間に散らし、つるぎを抜いて、あなたが 祭壇を倒し、偶像の死体の上に、あなたがたの死体を投げ捨てきらだる。 EO わたしはあなたがたの高き所をこぼち、香のるであろう。 EO わたしはあなたがたの高き所をこぼち、香の こに住むあなたがたの敵はそれを見て驚くであろう。 逆らって歩むならば、<<p>☆ わたしもあなたがたに逆らい、 たの町々は荒れ地となるであろう。 らすであろう。 はまたあなたがたの町々を荒れ地とし、あなたがたの聖所を荒て、わたしは心にあなたがたを忌みきらうであろう。三 わたし なたがたは自分のむすこの肉を食べ、また自分の娘の肉を食べ もって歩み、 おりをかがないであろう。 📰 わたしがその地を荒らすゆえ、 あなたがたの罪を七倍重く罰するであろう。 またわたしはあなたがたのささげる香ばしいか 怒りを 二九 そ あ

> な う。 T なたがたをのみつくすであろう。 En あなたがたのうちの残っ がたは国々のうちにあって滅びうせ、 が また先祖たちの罪のゆえに彼らと同じようにやせ衰えるであろ いる者は、 たがたは敵の前に立つことができないであろう。 れる者のように折り重なって、 あなたがたの敵の地で自分の罪のゆえにやせ衰え、 つまずき倒れ あなたがたの れるで 敵の地はあ でき か あなた あろう。

に、モーセによって立てられた定めと、おきてと、律法である。四六これらは主が、シナイ山で、自分とイスラエルの人々との間で、コップトの地から導き出した者である。わたしは主である』。からはわたしがその神となるために国々の人の目の前で、う。彼らはわたしがその神となるために国々の人の目の前で、

## 第二七章

ことはモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、ことはモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさい、ことは、この値積りは三十シケルとしなければならない。をの値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、女には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、女には、その値積りを聖所のシケルとしなければならない。本一か月から五歳までは、男にはその値積りを出五シケルとし、女にはその値積りを出五シケルとし、女には、大力ルとしなければならない。本一か月から五歳までは、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。「もしその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。「ないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。「本しその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。「本しその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。「本しその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならない。「本しその人が貧しくて、あなたの値積りを受けなければならきないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければなららない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければなららない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるも

のはすべて聖なる物となる。「○ほかのものをそれに代表の日本で、それをあがなおうとするならば、その値積りにそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものでそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものでそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものでそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものでそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。ことではその良い悪いに従って、それを値積らなけならない。ことではその人はその良い悪いに従って、それを値積らなけならない。ことではその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにそもしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにそのようない。

では、これでは、いきしょう。 「四 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、 の家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積 の家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積 の家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積 の家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積 の家をささける人が、それをあがなおうとするならば、その値積 の家をささける人が、それをあがなおうとするならば、その値積 それは彼のものとなるであろう。

までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなた主にまでに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなた主におさげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。これもしまた、その畑の値積りからさし引かなければならない。これもしまた、その畑をありの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、あるうことができないであろう。ここをかればならない。その人はその個をあがながなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがない。会司の所有となるであろう。ここもしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。をあるなく、買った畑を主にささげて、聖なる物としなければならない。の金をその日に主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。の金をその日に主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。といの金をその日に主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。とかかがななく、買った畑を主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。といの金をその日に主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。といの金をその日に主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。といの金をその日に主にささげる時は、三の型なる物としなければならない。良いの金をその日に立てもなたの値積りは聖所のシケルによってならながない。とはなければならない。二十ゲラを一シケルとする。いっぱんければならない。二十ゲラを一シケルとする。

こべただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物としていただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物としてら、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主ら、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主らなければならない。

せに命じられた戒めである。『『『これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モー

## 民数は 記さ

#### 第

はシデウルの子エリヅル。\*シメオンからはツリシャダイの子がたに協力すべき人々の名は、次のとおりである。 ルベンから に出ることのできる二十歳以上の者を、あなたとアロンとは、 によって調査し、そのすべての男子の名の数を、ひとりびとり数とイスラエルの人々の全会衆を、その氏族により、その父祖の家によっている。その父祖の家により、その父祖の家によっている。そのようという。 シルミエル。 あなたがたと協力させなければならない。ヵすなわち、 シャダイの子アヒエゼル。 ホデの子エリシャマ、 子エリアブ。 カルからはツアルの子ネタニエル。ヵゼブルンからはヘロンの において、 エジプトの国を出た次の年の二月一日に、 ベニヤミンからはギデオニの子アビダン。こダンからはアミ その総数を得なさい。三イスラエルのうちで、すべて戦争 □ ガドからはデウエルの子エリアサフ。 □ ナフタリか 力すべき人々の名は、次のとおりである。 会見の幕屋で、モーセに言われた、ニ「あなたがたは、 「○ヨセフの子たちのうち、エフライムからはアミ セユダからはアミナダブの子ナション。 ハイッサ マナセからはパダヅルの子ガマリエル。 == アセルからはオクランの子パギ 主はシナイ あなた · の 荒野 そ

氏族のかしらたちである。 れた人々で、 らはエナンの子アヒラ」。「これらは会衆のうちから選び出 その父祖の部族のつかさたち、 またイスラエル

得たが、ニルベンの部族のうちで、数えられたも、ことのできる二十歳以上の男子の名の数を、出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、 五百人であった。 このすなわち、イスラエルの長子ルベンの子たちから生れたも ように、 その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に モーセはシナイの荒野で彼らを数えた。 数えられたものは四万六千 ひとりびとり

十歳以上の男子の名の数を、その父祖の家によって調べ、その父祖の家によって調べ、 以い 上さ 父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳がませる。その氏族により、その国またガドの子たちから生れたものを、その氏族により、その の部族のうちで、数えられたものは五万九千三百人であった。 三またシメオンの子たちから生れたものを、 たものは四万五千六百五十人であった。 の者の名の数を得たが、ニュガドの部族のうちで、 ひとりびとり得たが、III シメオン すべて戦争に出ることのできるこ その氏族により、 数えられ

の家れ  $\mathcal{O}$ 0) は七万四千六百人であった。 者の名の数を得たが、こもものないが、これ Gの名の数を得たが、ニーーユダの部族のうちで、数えられたもの な かず \*\*\*<次によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上\*\*\*

数えられたものは五万四千四百人であった。歳以上の者の名の数を得たが、これイッサカルの部族のうちで、たいとなった。ないないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、いって、世ででい 三、イッサカルの子たちから生れたもの を、 その氏族により、 そ

父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳ない。 で、その氏族により、そのこのゼブルンの子たちから生れたものを、その氏族により、その 以上の者の名の数を得たが、三一ゼブルンの部族のうちで、いじょう もの な かず \*\* EO ゼブルンの子たちから生れたものを、その氏族により、 られたものは五万七千四百人であった。 数e え

父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳が、いればいれている。これでいることのできる二十歳が、その氏族により、その正のマナセの子たちから生れたものを、その氏族により、その 出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、三三エフラで、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争にを、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に 以上の者の名の数を得たが、三五マナセの部族のうちで、いじょうものないない。 イムの部族のうちで、 れたものは三万二千二百人であった。 三 ヨセフの子たちのうち、エフライムの子たちから生れたもの 数えられたものは四万五百人であった。 数えら

三、ベニヤミンの子たちから生れたものを、 似上の者の名の数を得たが、『セベニヤミンの部族のうちで、いじょう もの な かず まくり ダイス 戦争に出ることのできる二十次 そ いぇ その 氏族により、 そ

数えられたものは三万五千四百人であった。

の者の名の数を得たが、『カダンの部族のうちで、数えられたももの家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の家に 三、ダンの子たちから生れたものを、その氏族により、 のは六万二千七百人であった。 その父祖<sup>そ</sup>

れたものは四万一千五百人であった。

以上の者の名の数を得たが、四三ナフタリの部族のうちで、数えいとき。ものなる。ないです。ないでは、すべて戦争に出ることのできる二十歳がれる。というでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、 られたものは、 五万三千四百人であった。

きる二十歳以上の者であって、四へその数えられた者は合わせて数えられた者は、すべてイスラエルのうち、戦争に出ることのでから、地では、すべてイスラエルのうち、戦争に出ることのでから、 四四こ) gg そしてイスラエルの人々のうち、その父祖の家にしたがって 二人であって、 六十万三千五百五十人であった。 エルのつかさたちとが数えた人々である。 れらが数えられた人々であって、モーセとアロンとイスラ おのおのその父祖の家のために出たものである。 。そのつかさたちは十

ちに数えられなかった。 型しかし、 レビびとは、 四八すなわち、 その父祖の部族にしたがって、 主はモー セに言われた、四 その う

行った。 人々はこのようにして、すべて主がモーセに命じかしの幕屋の務を守らなければならない」。 ヨロロ がしの 幕 < や っとの まくや っとの まくせ においまして まくれ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう ろう。 の人々の会衆の上に臨むことがないであろう。 その宿営に、おのおのその旗のもとにその天幕を張らなければ これを取りくずし、幕屋を張る時は、レビびとがこれを組み立て なければならない。 りに宿営しなければならない。m ̄幕屋が進む時は、レビびとが そのもろもろの器とを持ち運び、またそこで務をし、幕屋のまわ れに附属するもろもろの物を管理させなさい。 総数をイスラエ あなたはレビびとに、 == イスラエルの人々はその部隊にしたがって、 なたはレビの部族だけは ル め したなど、ボカルのというというというなど、これに近づく時は殺されるであると、 あかしの幕屋と、そのもろもろの器と、 人々のうちに数えあげてはならな すべて主がモーセに命じられたように 数えてはならない。 あかしの幕屋のまわりに レビびとは、 彼らは幕屋と、 イスラエル お またその 0) おの そ あ  $\mathcal{O}$ 

#### 第二章

て宿営しなければならない。また会見の幕屋のまわりに、それのおのその部隊の旗のもとに、その父祖の家の旗印にしたがっまはモーセとアロンに言われた、ニ「イスラエルの人々は、お

はイッサカルの部族で、ツアルの子ネタニエルが、イッサカルの部族にしたがって宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダの部隊にしたがって宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダの部隊にしたがって宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダの部隊にしたがって宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダのおよれた者は七万四千六百人である。エその部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百人である。エその部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百人である。モ次はゼブルンの部族で、ヘロンの子エリアブが、ゼブルンの子たちのつかさとなるであろう。スその部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百人である。モスはゼブルンの部族で、ヘロンの子エリアブが、ゼブルンの子たちのつかさとなるであろう。スその部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百人である。エカダの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十八万六千四百人である。これらの者は、まっ先に進まなければならない。

部隊、すなわち、数えられた者は四万五千六百五十人でいた。 エリアサフが、ガドの子たちのつかさとなるであろう。 となるであろう。こその部隊、すなわち、数えられた者は四万がっており、シデウルの子エリヅルが、ルベンの子たちのつかさ \_ 0 つかさとなるであろう。「三その部隊、すなわち、数えられた者の部族で、ツリシャダイの子シルミエルが、シメオンの子たちのぶゃく 六千五百人である。 三そのかたわらに宿営する者はシメオンとなるであろう。 二その部隊、すなわち、数えられた者は四万 は 五. 南の方では、 万九千三百人である。 ルベンの宿営の旗につく者が、そのはない。 数えられた者は四万五千六百五十人である。 -四次はガドの部族で、 デウエ 部隊にした ルの そ

なければならない。
せて十五万一千四百五十人である。これらの者は二番目に進ませて十五万一千四百五十人である。これらの者は二番目に進まれべンの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合われている。

なければならない。 しゅくえい きゅうきっ ひょう とうに、おのおのその位置で、その旗にしたがって進まのと同じように、おのおのその位置で、その旗にしたがって進まの名 営の中 央にして進まなければならない。 彼らは宿 営する まな その次に会見の幕屋を、レビびとの宿 営とともに、もろもろっき その次に会りの幕屋を、レビびとの宿営とともに、もろもろっき かいけん まくや

「八西の方では、エフライムの宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、アミホデの子エリシャマが、エフライムの子たちのつかさとなるであろう。「九その部隊、すなわち、数えられた者は四万五百人である。このそのかたわらにマナセの部族がおって、パダヅルの子ガマリエルが、マナセの子たちのつかさとなるであろう。「九その部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二百人である。」一次にベニヤミンの部族がおって、ギデオニーである。これである。これをの部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二百人である。これをの部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二百人である。これをの部隊、すなわち、数えられた者は三万二年二十二十二十五八千百人である。 これらの者は三番目に進まは、合わせて十万八千百人である。 これらの者は三番目に進まなければならない。

かさとなるであろう。 ニト、 その部隊、すなわち、数えられた者はがっており、アミシャダイの子アヒエゼルが、ダンの子たちのついれの方では、ダンの宿営の旗につく者が、その部隊にしたます。 また ほう

大万二千七百人である。これそのかたわらに宿営する者は、アセハの部族であって、オクランの子パギエルが、アセルの子たちのルの部族であって、オクランの子パギエルが、アセルの子たちのルの部族であって、オクランの子パギエルが、アセルの子たちののの部族であって、オクランの子パギエルが、アセルの子たちのかさとなるであろう。これをの部隊、すなわち、数えられた者は五万三千四百人である。これらの部隊、すなわち、数えられた者は五万三千四百人である。これらの者はその旗にしたがって、最後に進まなけれである。これらの者はその旗にしたがって、最後に進まなければならない」。

これがイスラエルの人々の、その父祖の家にしたがって数えられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがってかられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがってかった。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がモーセに命じられたとおりた。主がしてい、その旗にしたがって宿営し、おのおのその氏族に従い、その父祖の家に従って進んだ。

### 第三章

一族は、次のとおりであった。ニアロンの子たちの名は、次のというだっき、これのとおりであった。ニアロンの子たちの名は、次のと主主がシナイ山で、モーセと語られた時の、アロンとモーセのしょ

をしなければならない。ヵあなたはレビびとを、アロンとその子ての器をまもり、イスラエルの人々のために務をし、幕屋の働きをしなければならない。∧すなわち、彼らは会見の幕屋の、すべをしなければならない。∧すなわち、タポ 人々のうちの初めに生れたすべてのういごの代りに、 こ主はまたモーセに言われた、こ「わたしは、 だからである。 をイスラエルの人々のうちから取るであろう。レビびとは、 うちから、全くアロンに与えられたものである。 □ あなたはア たしのものとなるであろう。 Ξ ういごはすべてわたしのもの ロンとその子たちとを立てて、祭司の職を守らせなければなら たちとに、奏えなければならない。 こを撃ち殺し ほかの人で近づくものは殺されるであろう」。 こた日に、イスラエルのういごを、人も獣も、ことご。 わたしは、エジプトの国において、すべてのうい エジプトの国において、すべてのうい 彼らはイスラエルの人々のかとびと イスラエル レビびと 。 祭さいし わ  $\sigma$ 

るであろう。わたしは主である」。とく聖別して、わたしに帰せしめた。彼らはわたしのものとな

に宿営する者は、

モーセとアロン、

およびアロ

ンの子たちで

0

ろう。 三 彼らの務は、契約の箱、机、燭台、二つの祭壇、聖所リザパンが、コハテびとの氏族の父祖の家のつかさとなるであの子たちの氏族は、幕屋の南の方に宿 営し、三 ウジエルの子エの子 八千六百人であって、智介)をかっます。なの男子の数は、合わせてハテびとの氏族である。ころ一か月以上の男子の数は、合わせてハテびとの氏族である。ころ一か月以上の民族が出た。これらはコヘフロンびとの氏族、ウジエルびとの氏族が出た。これらはコヘフロンびとの氏族、ウジエルびとの氏族が出た。これらはコ の座、その釘、およびそのひもである。
よびそれに用いるすべての物、『もならびに庭のまわりの柱とそよびそれに用いるすべての物、『もならびに庭のまわりの柱とそは、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、そのすべての器、おは、幕屋の枠 らない。 ==< メラリの子たちが、その務として管理すべきものさとなるであろう。彼らは幕屋の北の方に宿 営しなければな ェアビハイルの子ツリエルが、メラリの氏族の父祖の家のつか ち、 これらはメラリの氏族である。三四その数えられた者、すなわかれている。 三、また幕屋の前、その東の方、すなわち、会見の幕屋の東の方 また。 まくや まくや ひがし ほう たちの長となり、聖所の務を守るものたちを監督するであろう。とである。『三祭司アロンの子エレアザルが、レビびとのつかさ Ell メラリからマヘリびとの氏族と、ムシびとの氏族とが出た。 の務に用いる器、とばり、およびすべてそれに用いる物を守るこっとの、ほう、こうこの、ましょう。ましょう。ましょう。ましょう。 八千六百人であって、聖所の務を守る者たちである。これコハテ ニモ また、コハテからアムラムびとの氏族、イヅハルびとの氏族、 一か月以上の男子の数は、合わせて六千二百人であった。ヨーがらいよう。だんし、かず、。

> によって数えられた者、一か月以上の男子は、合わせて二万二千アロンとが、主の言葉にしたがって数えたレビびとで、その氏族アロンとが、上。ことば 人であった。 あって、 る。 ほかの人で近づく者は殺されるであろう。ヨホモーセと イスラエルの人々の務に代って、聖所の務を守るものけることのはいいの人々の務に代って、聖所の務を守るもの

あ

うち、すべてういごである男子の一か月以上のものを数えて、そ四0 主はまたモーセに言われた、「あなたは、イスラエルの人々のいき 人々のういごは、レビびとの数を二百七十三人超過している。 家畜の代りに、レビびとの家畜を取りなさい。レビびとはわらからく、からくなっからくといってのういごの代りに、レビびとを取り、また彼らちの、すべてのういごの代りに、レビびとを取り、また彼ら ちの、すべてのういごの代りに、レビびとを取り、また彼らの腎 主はモーセに言われた、宮玉「あなたはイスラエルの人々のう 者は、その名の数によると二万二千二百七十三人であった。数えた。四日その数えられたういごの男子、すべて一か月以上の数を りごとに銀五シケルを取らなければならない。 じられたように、イスラエルの人々のうちの、すべてのういごを に、レビびとの家畜を取りなさい」。四二そこでモーセは主の命 またイスラエルの人々の家畜のうちの、すべてのういごの代り の名の数を調べなさい。四二また主なるわたしのために、イスラ しのものとなる。 エルの人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取り、 シケルにしたがって、 そのあがないのために、四っそのあたまかずによって、 わたしは主である。四、またイスラエ それを取らなければならない。 すなわち、 ひと ルの

でモー 十五シケルの銀を取り、エーそのあがないの金を、 エルの人々のういごから、 れたとおりである。 たがって、 アロンと、その子たちに渡さなければならない」。 あがないの金を取った。

毎のすなわち、モーセは、 一十ゲラである。 せは、レビびとによってあがなわれた者を超過した人々でして、 アロンとその子たちに渡した。 四八あなたは、 聖所のシケルにしたがって千三百六 その 超過した者をあがなう
もの 主がモーセに命じらの金を、主の言葉にし 四九そこ イスラ

瓶がん

#### 第四

の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。四コハの幕とやはなら、三三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見にしたがって調べ、三三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見から、コハテの子たちの総数を、その氏族により、その父祖の家から、コハテの子たちの総数を、その氏族により、その父祖の家 うちかけ、その上に、さら、乳香を盛る杯、鉢、および灌祭のさおをさし入れる。tまた供えのパンの机の上には、青色の布をの皮のおおいを施し、またその上に総青色の布をうちかけ、環にの皮のおおいを施し、またその上に総青色の布をうちかけ、環に であって、次のとおりである。mすなわち、宿営の進む時に、ア テの子たちの、会見の幕屋の務は、いと聖なる物にかかわるもの ロンとその子たちとは、まず、はいって、隔ての垂幕を取りおろ 主はまたモーセとアロンに言われた、ニ「レビの子たちのうち それをもって、あかしの箱をおおい、^その上 じゅごん

こ、まハってこなければならない。しかし、彼らは聖なる物に触ことを終ったならば、その後コハテの子たちは、それを運ぶためます。 紫の布をその祭壇の上にうちかけ、「四その上に、務をするのむらきゃぱの さいだく うえ っぱん うん ここまた祭壇の灰を取り去って、れをおおって、担架に載せる。「三また祭壇の灰を取り去って、 ろの油の器をおおい、10じゅごんの皮のおおいのうちに、燭台火ざら、芯切りばさみ、芯取りざら、およびそれに用いるもろもりざら、芯切りばさみ、本取りざら、およびそれに用いるもろもおをさし入れる。ヵまた青色の布を取って、燭台とそのともしおをさし入れる。ヵまた青色の布を取って、燭台とそのともし 祭壇の上に青色の布をうちかけ、じゅごんの皮のおおいで、これざいだん うえ あおいろ ぬの とそのもろもろの器をいれて、担架に載せる。 こ また、金のとそのもろもろの器をいれて、担架に載せる。 こ また、金ん き、アロンとその子たちとが、聖所と聖所のすべての器をおおう おおいをうちかけ、そしてさおをさし入れる。「五宿営の進むとおよび祭壇のすべての器を載せ、またその上に、じゆごんの皮のかっ の器をみな取り、青色の布に包み、じゅごんの皮のおおいで、こうらや、と、「またな、ぬの、このであるからなおおい、そのさおをさし入れる。ここまた聖所の務に用いる務をおおい、そのさおをさし入れる。ここまた聖所の務に用いる務 にうちかけ、 やさず供える素祭および注ぎ油をつかさどり、 の、これらの物は、 れてはならない。触れると死ぬであろう。 に用いるもろもろの器、すなわち、火ざら、肉さし、十能、鉢、 を強な 祭司アロンの子エレアザルは、 そのうちにあるすべての聖なる物、およびその べ、また絶やさず供えるパンを置き、ハ緋 じゅごんの皮のおおいをもって、これをおお コハテの子たちが運ぶものである。 ともし油、 会見の幕に 香ばしい薫香、 また幕屋の全体香ばしい薫香、絶 色の 所のもろもろ の布をそのな の うち

子たちの総数を、その父祖の家により、その氏族にしたがって調えて主はまたモーセに言われた、三「あなたはまたゲルションの りの庭の門の入口のとばりと、そのひも、ならびにそれに用いるとばりを運び、これまた庭のあげばり、および幕屋と祭壇のまわとばりを運び、これまた庭のあげばり、および幕屋と祭壇のまわ ものを取らせなさい。このしかし、彼らは、はいって、ひと目でず、はいり、彼らをおのおのその働きにつかせ、そのになうべき その上のじゅごんの皮のおおい、ならびに会見の幕屋の入口のから、 πすなわち、彼らは幕屋の幕、 の氏族の務として働くことと、運ぶ物とは次のとおりである。ニ べ、三三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働く ンびとの子たちのすべての務、 すべての器を運ばなければならない。そして彼らはすべてこれ ことのできる者を、ことごとく数えなさい。このゲルションびと も聖なる物を見てはならない。見るならば死ぬであろう」。 くこととは、 に、このようにしなさい、すなわち、アロンとその子たちが、ま 〒主はまた、モーセとアロンに言われた、↑ 「あなたがたはコ の器をつかさどらなければならない」。 のについての働きをしなければならない。これゲルショ あなたがたは彼らにすべてその運ぶべき物を定めて、 すべてアロンとその子たちの命に従わなければな 会見の幕屋およびそのおおいと、 すなわち、その運ぶことと、働い

これメラリの子たちをもまたあなたはその氏族により、その祖父に、メラリの子たちをもまたあなたはその氏族により、その祖父である。あなたがたは彼らが運ぶ責任のある器を、その遅ぶ責任のある物は次のとおりである。すなわち、幕屋の都である。あなたがたは彼らが運ぶ責任のある器を、その道、その世、その柱、その座、三に庭のまわりの柱、その座、その道、そのひも、またそのすべての器、およびそれに用いるすべてのものである。あなたがたは彼らが運ぶ責任のある器を、その名によって割り当てなければならない。三はらは祭司アロンの子メラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子メラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子は、その座、その室、とがより、その祖父がより、その世、またとの本で、および、というの名によって割り当てなければならない。三にこれはすなわちの名によって割り当てなければならない。三にこれはすなわちの名によって割り当てなければならない。三にこれはすなわちの名によって割り当てなければならない。三にこれはすなわちなければならない」。

ハテびとの氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くこれまできる者を、ことごとく数えたが、≒≒ その氏族にしたがって数できる者を、ことごとく数えたが、≒≒ その氏族にしたがって数できる者を、ことごとく数えたが、≒≒ その氏族にしたがって数できる者を、ことごとく数えたが、≒≒ その氏族にしたがって数できる者を、ことごとくない。 ※ その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、≡の子たちをその氏族の数えられた者で、すべて会見の幕屋で働くこれまできる者を、こでモーセとアロン、および会衆のつかさたちは、コハテ

て命じられたところにしたがって数えたのである。とのできる者であった。モーセとアロンが、主のモーセによっ

四日 またメラリの子たちの氏族と、その氏族により、その父祖のいましたがって調べ、四日 三十歳以上五十歳以下で、 務につき、家にしたがって調べ、四日 三十歳以上五十歳以下で、 務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、四日 これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モーこれはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モー これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられた者で、モー これはすなわち、メラリの子たちの氏族の大きな、 ことごとく数えたが、四日 というという はいかって数えたのである。

れた者は八千五百八十人であった。四ヵ彼らは主の命により、北た省は八千五百八十人であった。四ヵ彼らは主の命により、その炎祖の家にしたがって調べ、四年三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四年三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四年三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四年三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四年三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四年三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがって調べ、四十三とを、その氏族により、その父祖の家にしたがった。

たように数えられたのである。ぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられ、おのおのその働きにつき、かつその運

### 第五章

であろう』」。
が物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するが物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰する祭司に帰せしめなければならない。10 すべて人のとなっていますが、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みなが、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みなが、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みなが、

水を手に取り、「丸 女に誓わせて、これに言わなければならない。」をいってその水に入れ、「<その女を主の前に立たせ、対ないの手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、それ、「モ祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりい。」を祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりい。」を祭司はその女を近り供え物すなわち、疑いの供え物を、それ、幕屋のゆかのちり、「本祭司はその女を近り供えが、「本祭司はその女を近りに誓わせて、これに言わなければならない。」という。

腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、ければならない。――主はあなたのもも 祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなさいと まんな いんが、あなたと寝たことがあるならば、――ニー・ 苦い水も、あなたに害を与えないであろう。このしかし、とにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、の ならない。 が、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚が、もし夫のもとにあって、覚え ように」。その時、 は の い、「もし人があなたと寝たことがなく、 いってあなたの腹をふくれさせ、 しりとされるように。三 また、のろいの水が、あなたの腹に 女は「アアメン、アアメン」と言わなければ 主はあなたのももをやせさせ、 あなたのももをやせさせる またあなたが、 のろいとし、また、の あなたの のろいの 夫のか あなた

にはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女はにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女はない。三、祭司はその外の手から疑いの供え物を取り、その供え物でい。三、祭司はその供え物のうちにはいって苦くなるであろう。三、そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。三、そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。三、そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。三、そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなり、その供え物を取り、それを祭壇はその供え物のうちから、覚えの分、一握りをない。三、祭司はその水を女に飲ませる時、もしその女が身をない。三、祭司はその水を女に飲ませる時、もしその女が身をない。一、それを祭壇は一、その後、女にその水を飲ませなければならない。これを発達した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女はにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女はいない。

きるであろう。 した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことがで民のうちののろいとなるであろう。 1< しかし、もし女が身を汚気

う。ここうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろい。三こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならなせ、祭司はこのおきてを、ことである。妻たる者が夫のもとこれこれは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとこれこれは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとこれに疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもと

### 第六章

ことはまたモーセに言われた、ニ「イスラエルの人々に言いなさればい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をた、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうのた、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。本からできるものは、種も皮も食べてはならない。本がらできるものは、種も皮も食べてはならない。かず、まりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければ

になるであろう。

本は、まただ、しまべ、したい、もか、 はならない。神に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してい。古父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのとはいるとい。古父母、兄弟、おはよるところはならない。古父母、君を埋谷のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそらなければならない。こかはりまる祭司の所に行かなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、改らなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、改らなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、改らなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、改らなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、必らなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、必らなければならない。こかははまたナジルびとたる日の数を、必らなければならない。こればならない。これがはまたナジルびとたる日の数を、必らなければならない。こればはまたナジルびとたる日の数を、必らなければならない。それ以前のはまたナジルびとたる日の数を、必らなければならない。こればはまたけがないで、無効にないといいで、またはならない。

に言わなければならない

なさい、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのよう

三主はまたモーセに言われた、三「アロンとその子たちに言い

後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうしている。 聖別した頭の髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にある火のせらべっ またま かみ と しゅうおんさい ぎせい した ひてのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、その 共と、 罪祭と燔祭とをささげ、「ぉまた雄羊を種入れぬパンの一かごとざらぎ、 はんぎい はんぎい はんぎい はんぎい はんぎい はんぎい かいしょ いきゅうしょ また なずさ なければならない。「^祭司はこれを主の前に携えてきて、その を取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、そのようでは、またまである。 上に置かなければならない。」を祭司はその雄羊の肩の煮えた。 かにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はめに、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほめに、」 ければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした の手に授け、三の祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としない。 ければならない』」。 その誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わない。 ものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つ 祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。「^ 酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。 油を塗った種入れぬ煎餅、 および素祭と灌祭を携えてこ

国「願わくは主があなたを祝」

五 あ なたを守られるように 願わくは主がみ顔をもってあなたを照

あなたを恵まれるように。

ニュ願わくは主がみ顔をあなたに向せ

えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。 こっして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱なる。 あなたに平安を賜わるように」』。

## 第七章

の父祖の家の長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかふる。いればいまで、これを聖別した日に、ニイスラエルのつかさたち、すなわち、そじょう きた。四その時、主はモーセに言われた、五「あなたはこれを会見 のある車 六 両と雄牛十二頭であった。 つかさふたりに車 すべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、すべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、 あった。三彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、おおいた。三彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、おお さたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもで おのおのその務にしたがって、渡さなければならない」。^そこ 両、ひとりに雄牛一頭である。彼らはこれを幕屋の前に引いてりょう

さいだんほうのう そな もっさいだんほうのう そな もっとげた。ここ主はモーセに言われた、「つかさたちは一日にひとさげた。ここ主はモーセに言われた、「つかさたちは一にないだんほうのう そな もの たずさに、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇に油を注ぐ日であったからである。10つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日であったからである。10つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日 たが りずつ、祭壇奉納の供え物をささげなければならない。 でモー さげ物をした。 さなかった。彼らの務は聖なる物を、肩にになって運ぶことこれを監督させた。ヵしかし、コハテの子たちには、何をもなった。 t すなわち、ゲルショ 一両と雄牛四頭を渡し、^ メラリの子たちには、その務にしっよう まうしょう また 三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、 一日には、 セ にはその 車四両と イッサカルのつかさ、 In そのささげた供え物は銀のさら一つ、 車と雄牛を受け 雄牛八頭を渡し、 ンの子たちには、 取と いって、 ツアルの子ネタニエ 祭司アロンの子イタマル その務にしたがって、 をレビびとに 聖がその ル が 重まざ

ヤ

四九そ

七日にはエフライムの子たちのつかさ、

の供え物は銀のさら一つ、

その重さは百

アミホデの

子ご

Ì

1)

雄羊五頭、 この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。三八ケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、北に聖所のシケルによる。 また燔祭に使う若い雄牛一 また十シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。『丸 ルミエル。 三 モ その リシャダイの子シルミエ Ex 第五日にはシメオンの子たちのつかさ、 『祭に使う雄やぎ一頭。四二酬恩祭の犠牲に使う雄牛二いさい、つか、おいまり、 しゅうおくさい ぎせい つか おうし 燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一はさい っか わか おうし とう おひっじ とう 雄やぎ五頭、一 供え物は銀のさら一つ、そなものものでものできん ルの供え物であった。 歳の雄の小羊五頭であって、これ その ッ ij シャダ 重さは百三十シ ていた。三八 1 0) はツ 子: シ 頭き頭き

BIII その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、ア。BIII その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、ア。BIII その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、ア。BIII その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、ア。BIII その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、ないが、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、では、まで、といった。日日 またまのは、「では、まで、まで、というない、大の重さは百三十シケル、というないでは、一般の雄の小羊五頭であって、これはデザエカの子エリアサフの供え物であった。

ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。ル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」とう。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。」という。また「おき」という。また「おき」という。また「おき」という。」という。また「おき」という。また「おき」という。」という。また「おき」という。また「おき」という。」という。これには、また「おき」という。」という。これには、また「おき」という。」という。これには、また「おき」という。これには、また「おき」という。これには、また」という。これには、また」という。これには、また」という。これには、また」という。これには、また」という。これには、また」という。これには、また」という。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これには、また。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。これにはいまた。こ

クランの子パギエルの

日にはナフタリの子たちのつ

かさ、

工

ナン

の

子アヒ

八九

雄羊五芸 デオニの子アビダンの供え物であった。 祭に 頭、雄やぎ五 くう 雄岩 やき一 一歳の雄の小羊五頭では、おすいかっとう。 性に あっ 使か う雄牛二 これ は 頭き

この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。スヘル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。 ゼル。 
ゼル。 
たな
たな
きる

また
また
また

おた
また
また

<td \*\* 第十日にはダンの子たちのつかさ、アミシャダイの ミシャダイの子アヒエゼルの供え物であった。 子アヒ ェ

「罪祭に使う雄やぎ一頭。 tt 酬恩 祭の犠牲に使う雄牛二頭、「罪祭に使う雄やぎ一頭、 tt 酬恩 祭の犠牲に使う雄牛二頭、 た燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。 t た燔祭に使う治ない とう まさっと きょう まっしょう まっしょう まっしょう まっしょう まっしょう まっしょう まっしょう まっしょう かん かんしていた。 ta まーンケルの金の かっとう これには薫香を満たしていた。 ta まーンケルの金の まっしょう はまっしょう まっしょう まっしょう まっしょう はぎょうかん していた。 ta まっしょう には素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 ta また二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。 ta また t= 第十一日にはアセルの子たちのつかさ、オクランの子パギエ ーその つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このでの供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、 雄やぎ五頭、一 供え物であった。 歳の雄の小羊五頭であって、 これはオ

銀がう。 0) いえ物は銀の 重さは百三十シケル、

祭壇にかった。 銀のさら十二、銀の鉢十二、金の杯十二。八五銀のさらはそれぞぎんを整理を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、きょだ。 ほうり <四以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルのナンの子アヒラの供え物であった。 に使う雄牛は合わせて十二、雄羊は十二、一歳の雄の小羊は十ル、その杯の金は合わせて百二十シケルであった。 ヘセ また燔祭ル、その杯の金は合わせて百二十シケルであった。 ヘセ また燔祭 であ ぎは十二。 ば、この銀の器は合わせて二千四百シケル。 ている十二の金の杯は、聖所のシケルによれば、 れ百三十シケル、鉢はそれぞれ七十シケル、聖所のシケルによ この ر کی に油を注 ほかにその素祭のものがあった。 酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十 祭壇奉納の供え物としてささげたも Oのがあった。また罪祭に使う雄や雄羊は十二、一歳の雄の小羊は十二、一歳の雄の小羊は十二。 ハカまた薫香 それぞれ十シケ つ かさたち て、 应 の満ち

さて モ ] セ は主と語るために、 会かいけん  $\tilde{\sigma}$ 幕 屋や 定は 11 つ 7 あ

九

られる声を聞いしの箱の上の、 の上流 いた。 贖いといってい すなわち、 すなわち、主は彼に語られた。
「所の上、二つのケルビムの間から自公所の上、二つのケルビムの間から自公 I分に語

### 第八章

幕屋の前に連れてきて、イスラエルの人々の全会、衆を集り、こまくや、また。。これのようなければならない。ヵそして、あなたはレビびとを会見のに取らなければならない。ヵそして、あなたはレビびとを会見の 示された型にしたがって、そのようにその燭台を造った。 物で、その台もその花も共に打物造りであった。モーセは主に物で、その台もその花も共に打物造りであった。モーセは主にともした。四燭台の造りは次のとおりである。それは金の打ちともした。四燭台の前方を照すように、ともし火をセに命じられたように、燭台の前方を照すように、ともし火をセに命じられたように、燭台の前方を照すように、ともし火を させ、<そして彼らに若い雄牛一頭と、らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、ない。 て彼らを清めなければならない。すなわち、罪を清める水を彼のうちから取って、彼らを清めなさい。ょあなたはこのようにし ┱主はまたモーセに言われた、☆「レビびとをイスラエル」 もし火をともす時は、 主はモー を取らせなさい。 にしなさい』」。ョアロンはそのようにした。 レビびとを主の前に進ませ、イスラエルの人々をして、手をレ程屋の前に連れてきて、 イスラエルの人々の全会 衆を集め、< こもす時は、七つのともし火で燭 台の前方を照すよう・セに言われた、Ξ「アロンに言いなさい、『あなたがと かせなければならない。ニーそしてアロンは、 あなたはまた、ほかに若い雄牛を罪祭のため 衣服を洗わせて、身を清め 油を混ぜた麦粉の素祭と すなわち、主がモー 0) 人々なとびと Ė Ľ

> る。 げなければならない。これは彼らに主の務をさせるためであ びとをイスラエルの人々のささげる揺祭として、 上に置かせ、その一つを罪祭とし、一つを燔祭として主にささ レビびとのために罪のあがないをしなければならな の が前にささ

の人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取った。- 聖別してわたしのものとした。 - ^ それでわたしはイスラエルはエジプトの地で、すべてのういごを撃ち殺した日に、彼らをのういごは、人も獣も、みなわたしのものだからである。わたしのういごは、\*\*\* らない。 る。あなたは彼らを清め、彼らをささげて揺祭としなければなうして後レビびとは会見の幕屋にはいって務につくことができ 人々に代って務をさせ、 ロンとその子たちに与え、 らを取ってわたしのものとした。」セイスラエルの人々のうち めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、 ささげられたものだからである。 分かち、レビびとをわたしのものとしなければならない。」まこ в こうして、あなたはレビびとをイスラエルの人々 わたしはイスラエルの人々のうちからレビびとを取って、 - ^ 彼らはイスラエルの人々のうちから、全くわたしに またイスラエ のういごの代りに、わたしは彼れイスラエルの人々のうちの初い イスラエル のうちから 罪み 0) ア

第 九

近づいて、イスラエルの人々のうちに災の起ることのないないをさせるであろう。これはイスラエルの人々が、 にするためである」。 聖所に

行った。 主がモーセに命じられた所にしたがって、そのように彼らにといるというできょう。ちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビびとの事について、 うして後、レビびとは会見の幕屋にはいって、アロンとその子たい。 うに彼らに行った。こそこでレビびとは身を清め、その衣服を て、レビびとに行った、すなわち、イスラエルの人々は、そのよて主がレビびとの事につき、モーセに命じられた所にしたがっ はまた彼らのために、罪のあがないをして彼らを清めた。三この。 洗った。アロンは彼らを主の前にささげて揺祭とした。アロンのできょう。 このモーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆は、すべ そのよ

四

務の働きを退き、 幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。まくや の幕屋の働きをしなければならない。ニョしかし、五十歳からはまくや、はたら ければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見 務をしてはならない。 == 主はまたモーセに言われた、==「レビびとは次のようにしな このようにしなければならない」。 重ねて務をしてはならない。ニャただ、 あなたがレビびとにその務をさせるに しかし、 会見の

> 人の死体に触れて身を汚したために、その日に過越の祭を行うなど、 したい まっぱん まっぱん まっぱん すべて主がモーセに命じられたようにおこなった。 \* ところがすべて主がモーセに命じられたようにおこなった。 \* ところが う仰せになるかを聞こう」。 て、セその人々は彼に言った、「わたしたちは人の死体に触れてことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前にき ばならないと言ったので、軍彼らは正月の十四日の夕暮、シナイ すべてのおきてにしたがって、それを行わなければならない」。わなければならない。あなたがたは、そのすべての定めと、その は彼らに言った、「しばらく待て。 に、主に供え物をささげることができないのですか」。 身を汚しましたが、なぜその定めの時に、イスラエルの人々と共々のよう の荒野で過越の祭を行った。すなわち、 そこでモーセがイスラエルの人々に、過越の祭を行わなけれ 主があなたがたについて、ど イスラエルの人々は、 ハモー

たい ほうは れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、過越の祭を主れて身を汚した人も、遠い たびじある人も、なお、過越の祭を主れて身をがたのうち、また、あなたがたの子孫のうち、死体に触『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫のうち、死体に触れ に対して行うことができるであろう。こすなわち、 ヵ主はモーセに言われた、10「イスラエルの人々に言いなさ 二月の十

けを守って、

道に進まなかった。

このまた幕屋の上に、

上に、日久しく雲のとどまる時は、イスラエルの人々は主の言いうだ。 ひひき くき いのと とき かいき これ 幕屋の上に雲がとどまっている間は、宿 営していた。 1丸 幕屋のまくや うえ くき

る所に、イスラエルの人々は宿営した。「^すなわち、イスラエ

は、イスラエルの人々は、ただちに道に進んだ。 また雲がとどま

ルの人々は、主の命によって道に進み、主の命によって宿 営し、

祭のすべての定めにしたがってこれを行わなければならない。まっり 同一なの定めを用いなければならない』。というできます。 またがたは他国の人にも、自国の人にも、ければならない。あなたがたは他国の人にも、自国の人にも、 過越の祭の定めにより、そのおきてにしたがって、これを行わなす\*ット゚レ サーラッ ラピム まっゅう エピト まこの まいな ちに寄留していて、主に対して過越の祭を行おうとするならば、ちに寄留していばならない。 図 もし他国の人が、あなたがたのう ==しかし、その身は清く、旅に出てもいないのに、過越の祭を IH 幕屋を建てた日に、雲は幕屋をおおった。 のような人は、定めの時に主の供え物をささげないゆえ、その罪。 行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。こ はならない。 日か ならない。またその骨は一本でも折ってはならない。過越なければならない。||これを少しでも朝まで残しておい ロの夕暮、 それを行い、 種入れぬパンと苦菜を添えて、 それ 過越の で 食<sup>た</sup> 7

> 人々は宿営していて、道に進まなかったが、それがのぼると道い上でも、幕屋の上に、雲がとどまっている間は、イスラエルの以上でも、幕屋の上に、雲がとどまっている間は、イスラエルのらは道に進んだ。 Ξ ふつかでも、一か月でも、あるいはそれらは道 に進んだ。三すなわち、 は、彼らは道に進んだ。また昼でも夜でも、雲がのぼる時は、彼ら朝まで、とどまることもあったが、朝になって、雲がのぼる時か。 どまる日の少ない時もあったが、彼らは、ただ主の命にしたが の命にしたがって道に進み、モーセによって、主が命じられたと おりに、 て宿営し、主の命にしたがって、道に進んだ。三 また雲は夕かいょう 主の言いつけを守った。 彼らは主の命にしたがって宿営し、

# 第

それはすなわち、

えて、

あかしの幕屋であって、夕には、幕屋の上に、雲は火のように見みかしの幕とやあって、ゆうには、幕とや、うえ、くも、ひのように見る。

朝にまで及んだ。「<常にそうであって、昼は雲がそれを
。」 

宿営が、道に進まなければならない。ければならない。\*二度目の警報を吹き 進ませなさい。『この二つを吹くときは、全会 衆が会見の幕屋キャサーマまれた。 打物造りとし、それで会 衆を呼び集め、また宿 営をすなわち、打物造りとし、それで会 衆を呼び集め、また宿 営を たがたが警報を吹き鳴らす時は、東の方の宿営が、道に進まなたがたが警報を吹き鳴らす時は、東の方の宿営が、道に進まない。 たちが、あなたの所に集まってこなければならない。mまたあな の一つだけを吹くときは、イスラエルの氏族の長であるつかさ の入口に、あなたの所に集まってこなければならない。四もしそい。 すなわち、打物造りとし、それで会衆を呼び集め、また宿営を主はモーセに言われた、= 「銀のラッパを二本つくりなさい。」 シればならない。< 二度目の警報を吹き鳴らす時は、 すべて道に 南の方の

神、主に覚えらいればならない。 こ 第二年の二 月 二十日に、雲があかしの幕屋を離れれるであろう。わたしはあなたがたの神、主である」。 して彼らは、主がモーセによって、命じられたところにしたがっに進んだが、パランの荒野に至って、雲はとどまった。ここう ○ また、 だとの戦いに出る時は、ラッパをもって、警報を吹き鳴らさなけらない。ヵまた、あなたがたの国で、あなたがたをしえたげるあ これはあなたがたが、 アロ ならば、 るに当って、 月々の第一日には、 口 ラッパ ネはあなたがたが、代々ながく守るべき定めとしなければなレンの子である祭司たちが、ラッパを吹かなければならない。 、の子ネタニエル、「ホゼブルンの子たちの部族の部隊の長は、子ナション、「エーイッサカルの子たちの部族の部隊の長はツ 道に進むことを始めた。 を吹き鳴らさなけ の子エリアブであった。 あなたがたの喜びの日、あなたがたの祝いの時、 あなたがたの神は、それによって、 .覚えられて、あなたがたの敵から救われ そ を吹き鳴らす の部隊を従えて進んだ。 ラッパを吹き鳴らさなければならない。 そうするならば、 あなたがたの国で、 あなたがたの燔祭と酬 れば が、警報は吹き鳴らしてはならな ならない。
もまた会衆を集める 進んだ。ユダの部隊の長はアミナダー四先頭には、ユダの子たちの宿営 あなたがたは、 恩祭の犠牲をささげ あなたがたを覚えら るであろう。 あなたがたの 、その旅路がてのぼっ そうする 、および 時き Л ے \_ 七 んだ。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。

エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。
エルの子エリアサフであった。

人々が、 の部隊の長はエナンの子アヒラであった。こべイスラエルの部隊の長はオクランの子パギエル、ことナフタリの子たちの部というない。またのではない。またの子では、またのでは、かまりの子では、これでは、これでは、 ニョ次にダンの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。 の部族の部隊の長はギデオニの子アビダンであった。の部隊の長はパダヅルの子ガマリエル、国ベニヤミンの子ぶたい、ちょう でに、 三 そしてコハテびとは聖なる物を運び進 の部隊はすべての宿 人々は幕屋を建て終るのである。三次にエフライムのでして、まくやない。 その道に進む時は、 営のしんがりであった。 このように、 その んだ。 その部隊に従って進い。 ニハイスラエルの 0) の子たちの部族 エフライムの の子たちの部族の子たちの部族の これ ダンの部隊 が . 着っ く. 子ご

約束された ニれさて、 東された所に向かって進んでいます。
言った、「わたしたちは、かつて主が モー ・セは、 妻の父、 かつて主がおまえたちに与えると ミデヤンびとリウ あなたも 工 ル 緒にお の子 ホ バブ で

とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。 とき、昼は主の雲が彼らの上にあった。

## 第一一章

型また彼らのうちにいた多くの寄り集まりびとは欲心を起し、四また彼らのうちにいた多くの寄り集まりびとは欲心を起し、四また彼らのうちにいた多な、宿営の露がおりるとき、マナは下、一、まれれわれは思い起すが、エジプトでは、ただで、魚を食べたい。エわれわれは思い起すが、エジプトでは、ただで、魚を食べた。きゅうりも、すいかも、にらも、たまねぎも、そして、にんた。きゅうりも、すいかも、にらも、たまねぎも、そして、にんた。きゅうりも、すいかも、にらも、たまねぎも、そして、にんた。きゅうりも、かまで煮が、エジプトでは、ただで、魚を食べたい。エカれわれの情報は尽きた。われわれの目の前には、このマナのほか何もない」。 世マナは、こえんどろの実のようで、色はブドラクの色のようでもマナは、こえんどろの実のようで、色はブドラクの色のようであった。木夜、宿営の露がおりるとき、マナは東子の味のようであった。木夜、宿営の露がおりるとき、マナは東子の味のようであった。木夜、宿営の露がおりるとき、マナは、四また彼らのうちにいた多くの寄り集まりびとは欲心を起し、2000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には、1000年には

Em 契約の箱の進むときモーセは言った、

主よ、立ちあがってください。

≒ҳ またそのとどまるとき、彼は言った、

あなたの前から逃げ去りますように」。

イスラエルのちよろずの人に」。

主よ、

帰ってきてください、

あなたを憎む者どもは、あなたの敵は打ち散らされ

た。こそして、モーセは主に言った、「あなたはなぜ、しもべにを聞いた。そこで主は激しく怒られ、またモーセは不快に思っっモーセは、民が家ごとに、おのおのその天幕の入口で泣くのそれと共に降った。

恵みを得ないで、このすべての民の重荷を負わされるのですか。また、「まま」とい仕打ちをされるのですか。どうしてわたしはあなたの前に思い仕打ちをされるのですか。どうしてわたしはあなたの前になっています。 言っているのです。「四わたしひとりでは、このすべての民を負べきましょうか。彼らは泣いて、『肉を食べさせよ』とわたしに しみに会わせないでください」。 うことができません。 たが彼らの先祖たちに誓われた地に行け』と言われるのですか。 に『養い親が乳児を抱くように、彼らをふところに抱いて、 れを生んだのですか。そうではないのに、あなたはなぜわたし 三わたしがこのすべての民を、はらんだのですか。 な仕打ちをされるよりは、 わたしがあなたの前に恵みを得ますならば、 □ わたしはどこから肉を獲て、このすべての民に与えることが それはわたしには重過ぎます。「mもし むしろ、 ひと思いに殺し、このうえ苦 わたしにこのよう わたしがこ あな

ベ

あなたと語り、またわたしはあなたの上にある霊を、彼らにも分あなたと語り、またわたしはあなたの上にある霊を、彼らにも分 者七十人をわたしのもとに集め、会見の幕屋に連れてきて、そこ。 け与えるであろう。 の長 老となり、つかさとなるべきことを、あなたが知っている | 木主はモーセに言われた、「イスラエルの長 老たちのうち、 にあなたと共に立たせなさい。「もわたしは下って、その所で、 |<あなたはまた民に言いなさい、『あなたがたは身を清め あすを待ちなさい。 ただひとりで、それを負うことのないようにするであろ 彼らはあなたと共に、民の重荷を負 あなたがたは肉を食べることができる 民な

> 見るであろう」。 羊と牛の群れを彼らのためにほふって、彼らを飽きさせるとです。これがなり、これがはいたりです。これを与えて一か月のあいだ食べさせよう』と言われます。 らである』」。 ニ モーセは言った、「わたしと共におる民は徒歩なぜ、わたしたちはエジプトから出てきたのだろうと言ったか 出るようになり、あなたがたは、それに飽き果てるであろう。そ二十日ではなく、こ〇一か月に及び、ついにあなたがたの鼻から れゆえ、主はあなたがたに肉を与えて食べさせられるであろう。 きさせるというのですか」。 == 主はモーセに言われた、「主の うのですか。海のすべての魚を彼らのために集めて、 れはあなたがたのうちにおられる主を軽んじて、その前に泣き、 二十日ではなく、この一か月に及び、はっか であろう。 の男子だけでも六十万です。ところがあなたは、『わたしは彼ら たい。エジプトにい あなたがたが泣いて主の耳に、 あなたは、いま、わたしの言葉の成るかどうか た時は良かったと言ったからである。 わたしたちは肉が食 Ξ

た時、彼らは預言した。ただし、その後は重ねて預言しなかっとき、タネヒ メーサールを そのま タキー メーサールを 老たちにも分け与えられた。その霊が彼らの上にとどまったがらの て下り、モーセと語られ、モーセの上にある霊を、その七十人の十人を集めて、幕屋の周囲に立たせた。ニュ主は雲のうちにあった。 三四この時モーセは出て、主の言葉を民に告げ、民の長 を たち七

たしまくえい 若者が走ってきて、モーヤかもの に行かなかったので、宮 長老たちと共に、宿営に引きあげた。 とは、 セよ、 従者であったヌンの子ヨシュアは答えて言った、「わが主、モー 主の民がみな預言者となり、主がその霊を彼らに与えられること。 とが宿営のうちで預言しています」。三、若い時からモーセのとが宿営の はエルダデと言い、ひとりの名はメダデといった。彼らの上にこべその時ふたりの者が、宿営にとどまっていたが、ひとりの名な 「あなたは、わたしのためを思って、ねたみを起しているのか。 も霊がとどまった。 彼らをさし止めてください」。ニホモーセは彼に言った、タポ 願わしいことだ」。 =0 こうしてモーセはイスラエルの モーセに告げて言った、「エルダデとメダデ 彼らは名をしるされた者であったが、幕屋\*\*\* 宿営のうちで預言した。こも時にひとりのようない。

周囲に広げておいた。このでは、おい者も、十ホメルほ 宿営の周囲で、こちら側も、おおよそ一日の行程、あちら側も、しゅくさいしゅうで、これを宿営の近くに落した。その落ちた範囲は、んできて、主のもとから風が起り、海の向こうから、うずらを運ニさて、主のもとから、 た。三二そこで民は立ち上がってその日は終日、その夜は終夜、おおよそ一日の行程、地面から高さおおよそ二キュビトであって営の周囲で、こちら側も、おおよそ一日の行程、あちら側も、 食べつくさないうちに、主は民にむかって怒りを発し、主は非常ないのというない。 またその次の日も終日、うずらを集めたが、集める事の最も少またその次の日も終日、うずらを集めたが、集のことをものませ い疫病をもって民を撃たれた。三四これによって、 メルほど集めた。彼らはみな、それを宿営の III その肉がなお、彼らの歯の間にあって その所

> テに進み、 2埋めたからである。 lln キブロテ・2名はキブロテ・ハッタワと呼ばれた ハゼロテにとどまった。 た。 ハ ッタワから、 欲心を起した民を、そこよくしんない。 民はハ グゼロ

O

## 第

むかって「あなたがた三人、会見の幕屋に出てきなさい」と言わていた。四そこで、主は突然モーセとアロン、およびミリアムに なぞを使わない。彼はまた主の形を見るのである。なぜ、あなる者である。^ 彼とは、わたしは口ずから語り、明らかに言って、 せ、 わたしの言葉を聞きなさい。あなたがたのうちに、もし、預言者 ふたりが進み出ると、^彼らに言われた、「あなたがたは、いま、 モー よっても語られるのではないのか」。主はこれを聞かれた。 しもベモーセとは、 があるならば、 は言った、「主はただモーセによって語られるのか。われわれに たゆえをもって、ミリアムとアロンはモーセを非難した。ニ モーセはクシの女をめとっていたが、 また夢をもって、 せはその人となり柔和なこと、地上のすべての人にまさっ 主なるわたしは幻をもって、これにわたしを知ら そうではない。彼はわたしの全家に忠 これと語るであろう。tしかし、 そのクシの女をめと わたしの

れもどしてもよい」。「ヨそこでミリアムは七日のあいだ、宿営だ、宿営の外で閉じこめておかなければならない。その後、連七日のあいだ、恥じて身を隠すではないか。彼女を七日のあいなぬか n 主は彼らにむかい怒りを発して去られた。| o たがたはわたしのしもべモーセを恐れす男菓マスたがたはわたしのしもべモーセを恐れす男菓マス うぞ彼女を母の胎から肉が半ば滅びうせて出る死人のようにしょうにはないます。 離れ去った時、 の外で閉じこめられた。民はミリアムが連れもどされるまで ないでください」。「゠その時モーセは主に呼ばわって言った、 どうぞ、その罰をわたしたちに受けさせないでください。三ど 白くなった。アロンがふり返ってミリアムを見ると、 い病になっていた。ニーそこで、アロンはモーセに言った、「あ わが主よ、わたしたちは愚かなことをして罪を犯しました。 たはわたしのしもベモーセを恐れず非難するの ミリアムは、らい病となり、その身は雪のように 雲が幕屋 彼女はら 0) 上を を

工 - 主はモーセに言われた、= 「人をつかわして、 ル の人々に与えるカナンの地を探らせなさい。 わたしがイスラ すなわち、そ

あ

人々のかしらたちであった。四彼らの名は次のとおりである。ひからかの荒野から彼らをつかわした。その人々はみなイスラエルのあらの。\*\*\* の 父<sup>չ</sup> 祖<sup>そ</sup> はマキの子ギウエル。「<以上はモーセがその地を探らせるた なわち、マナセの部族ではスシの子ガデ、三ダンの部族ではゲ -○ゼブルンの部族ではソデの子ガデエル、ニョセ ずつをつかわしなさい」。゠モーセは主の命にしたがって、 アをヨシュアと名づけた。 めにつかわした人々の名である。そしてモーセはヌンの子ホ ル、「四ナフタリの部族ではワフシの子ナヘビ、「五ガドの部族でル、「四ナフタリの部族ではワフシの子」、「五ガドの部族では マリの子アンミエル、ミアセルの部族ではミカエルの子セト ではヌンの子ホセア、ヵベニヤミンの部族ではラフの子パルテ、 イッサカルの部族ではヨセフの子イガル、^ エフライムの部族 はホリの子シャパテ、゙゙ユダの部族ではエフンネの子カレブ、゙゙ ルベンの部族ではザックルの子シャンマ、 !の部族ごとに、すべて で彼らのうちのつかさたる者ひとり ェシメオンの部族 フの部族す

\*\*\*\*\*\* でんまく じょうくき まっ ち こか、「ヵまた彼らの住んでいる地は、良いか悪いか。 人々の住んか、「ヵまたかれ」 す の地の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多いちょうす。 これに言った、「あなたがたはネゲブに行って、 エセモーセは彼らをつかわし、 いるか、やせているか、そこには、木があるかないかを見なさい なたがたは、勇んで行って、その地のくだものを取ってきなさ いる町々は、天幕か、城 壁のある町か、こっその地は、 カナンの地を探らせようとして、

こ五四十日の後、彼らはその地を探り終って帰ってきた。 ニネそどうの一ふさにちなんで、その所はエシコルの谷と呼ばれた。 取り、これを棒をもって、ふたりでかつぎ、また、ざくろといちらはエシコルの谷に行って、そこで一ふさのぶどうの枝を切りのゾアンよりも七年前に建てられたものである。!!! ついに彼のゾアンより ました。これまたネゲブの地には、アマレクびとが住み、山地に非常に大きく、わたしたちはそこにアナクの子孫がいるのを見き のです。これしかし、その地に住む民は強く、その町々は堅固でそこはまことに乳と蜜の流れている地です。これはそのくだもい。 じくをも取った。Im イスラエルの人々が、そこで切り取ったぶ マテの入口に近いレホブまで探った。三彼らはネゲブにの はヘテびと、エブスびと、アモリびとが住み、 イスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆とイスラエルの人々の全会衆のもとに行って、彼らと全会衆と して、パランの荒野にあるカデシにいたモーセとアロン、および ヒマン、セシャイ、およびタルマイがいた。 ヘブロンはエジプト ぼって、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるア Ξ そこで、彼らはのぼっていって、その地をチンの荒野からハ ≡○そのとき、カレブはモーセの前で、民をしずめて言った、「わ に言った、「わたしたちはあなたが、つかわした地へ行きました。 時は、ぶどうの熟し始める季節であった。 カナンびとが住んでいます」。 その地のくだものを彼らに見せた。これ彼らはモーセ 海ベとヨルダンの

必ず勝つことができます」。三 しかし、彼とともにの\*\*\*。 かたしたちはすぐにのぼって、攻め取りましょう。わたし そこに住む者を滅ぼす地です。またその所でわたしたちが見た。 III そして彼らはその探った地のことを、イスラエルの人々に悪いるとして彼らはその探った地のことを、イスラエルの人々に悪いる。 リムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。 民はみな背の高い人々です。 WIII わたしたちはまたそこで、 たる く言いふらして言った、「わたしたちが行き巡って探った地は、 ることはできません。彼らはわたしたちよりも強いからです」。 行った人々は言った、「わたしたちはその民のところへ攻めのぼ 攻め取りましよう。 わたしたちに たしたちは ぼ ネピ つ 7

#### 一 四 章

第

四彼らは互に言った、「わたしたちはひとりのかしらを立てて、 「ないない」があっまでいれふした。木このとき、その地を探った 大々の全会衆の前でひれふした。木このとき、その地を探った をが行き巡って探った地は非常に良い地です。ハもし、主が良し とされるならば、わたしたちをその地に導いて行って、それをわ たしたちにくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地で す。れただ、主にそむいてはなりません。またその地の民を恐れ てはなりません。彼らはわたしたちの食い物にすぎません。彼 らを守る者は取り除かれます。主がわたしたちと共におられま らを守る者は取り除かれます。主がわたしたちと共におられま すから、彼らを恐れてはなりません」。10ところが会衆はみな でがらを撃ち殺そうとした。

の地の住民に告げるでしょう。彼らは、主なるあなたが、このて、この民を彼らのうちから導き出されたことを聞いて、四ここ、モーセは主に言った、「エジプトびとは、あなたが力をもっ」

民のうちにおられ、主なるあなたが、まのあたり現れ、あなたの民が、彼らの上にとどまり、昼は雲の柱のうちに、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前に行かれるのを聞いたのです。」 エいうちにあって、彼らの前に行かれるのを聞いたのです。」 エいうに、いま主の大いなる力を現してください。「へあなたば、あなたがこの民を導き入れることができなかったため、彼らを荒野で殺この民を導き入れることができなかったため、彼らを荒野で殺この民を導き入れることができなかったため、彼らを荒野で殺したのだ』と言うでしよう。「セどうぞ、あなたが約束されたように、いま主の大いなる力を現してください。「へあなたはかって、『主は怒ることおそく、いつくしみに富み、罪ととがをゆるす者、しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報す者、しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報す者、しかし、罰すべき者は、決してゆるさず、父の罪を子に報する。」というないたるまで、この民をゆるされたように、この民の罪をおゆるしください」。

たしのしもベカレブは違った心をもっていて、わたしに完全にたしのしもベカレブは違ったいる。また主の栄光が、全世界に満ちている。まわたしの栄光と、わたしがエジプトと荒野で行っちている。まわたしの栄光と、わたしがエジプトと荒野で行っちてならの先祖たちに与えると誓った地を見ないであろう。またでならの先祖たちに与えると誓った地を見ないであろう。またかたしを備った人々も、それを見ないであろう。またかたしを備った人々も、それを見ないであろう。またかたしを備った人々も、それを見ないであろう。この主は言われた、「わたしはあなたの言葉のとおりにゆるそう。この主は言われた、「わたしはあなたの言葉のとおりにゆるそう。」

であろう。三四あなたがたは、かの地を探った四十日の日数にし年のあいだ、荒野で羊飼となり、あなたがたの不信の罪を負うな。 きょう かん からしょう かん かんしょう かん かんの子たちは、あなたがたの死体が荒野に朽ち果てるまで四十たの子 子供は、 つぶやいた者、すなわち、すべて数えられた二十歳以上の者はみ荒野に倒れるであろう。 あなたがたのうち、 わたしにむかってなたがたにするであろう。 Ξヵ あなたがたは死体となって、この ろう。 アのほかは、わたしがかつて、あなたがたを住まわせようと、手 がたは死体となってこの荒野に倒れるであろう。|||| あなたが が、いやしめた地を知るようになるであろう。三しかしあなた やくこの悪い会衆をいつまで忍ぶことができようか。わたし はアマレクびととカナンびとが住んでいるから、あなたがたは、 し、あなたがたが、えじきになるであろうと言ったあなたがたの をあげて誓った地に、はいることができないであろう。三 しか な倒れるであろう。 IIO エフンネの子カレブと、ヌンの子ヨシュ ている。 〒 あなたは彼らに言いなさい、『主は言われる、「わたしは生き はイスラエルの人々が、わたしにむかってつぶやくのを聞いた。 ☴ 主はモーセとアロンに言われた、ニセ「わたしにむかってつぶ ^ ったので、わたしは彼が行ってきた地に彼を導き入れるであ 身をめぐらして紅海の道を荒野へ進みなさい」。 彼の子孫はそれを所有するにいたるであろう。これ谷にからいた。 わたしが導いて、はいるであろう。彼らはあなたがた あなたがたが、わたしの耳に語ったように、わたしはあ き残った。

た人々のうち、ヌンの子ヨシュアと、エフンネの子カレブとは生いない。 へいまい は、疫病にかかって主の前に死んだが、三くその地を探りに行っ

でいった、「わたしたちはここにいる。さあ、主が約束された所で言った、「わたしたちはここにいる。さあ、主が約束された所のに、どうして、そのように主の命にそむくのか。四二 あなたがたは上って行こう。わたしたちは罪を犯したのだから」。四一モーセは言った、「わたしたちはここにいる。さあ、主が約束された所のに、どうして、そのように主の命にそむくのか。四二 あなたがたは上って行ってはならない。主があなたがたのうちにおられないから、あなたがたは敵の前に、撃ち破られるであろう。四二 モーセが、これらのことを、イスラエルのすべての(としておられないから、あなたがたは敵の前に、撃ち破られるであろう。四二 モーカら、あなたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたは、これらのことを、イスラエルのすべての(としておられないから、まなたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたと共におられないから、あなたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたがたがたは、つるぎに倒れるであろう。 あなたがたと共におられなないから、まなたがたと共におられながたとき、民は非常によっている。

ンびとが下ってきて、彼らを撃ち破り、ホルマまで追ってきた。かった。四日そこで、その山に住んでいたアマレクびとと、カナた。ただし、主の契約の箱と、モーセとは、宿営の中から出ないからである」。四日しかし、彼らは、ほしいままに山の頂に登っいからである」。四日しかし、彼らは、ほしいままに山の頂に登っ

## 第一五章

人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。 人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。「^ に寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。 ま 会 衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちならない。 ま 会 衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうち これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。 代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、 げなければならない。 さい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、「ヵそ □セ主はまたモーセに言われた、□へ「イスラエル」 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他 うに、これらのことを行わなければならない。 四またあなたが が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このよ に、このようにしなければならない。こすべて国に生れた者の、このようにしなければならない。これで、このように、 こ雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、 は火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。 を、 0 ようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければ たがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごと 頭ごとに、このようにしなければならない。三すなわち、 ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。 ゚地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささい。 しょくもう た このすなわち、麦粉の初物で作った菓子 あるいは子やぎは、一 の人々に言いない 他気の

こせもし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭む、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。 せんかい また彼らのうちに寄留している他国人の全会 衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人の全会 衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人の全会 衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人の全会 衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人の全会 衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人の主がない。 それは過失だからである。彼らはその過失のたれるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のたれるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のた。 のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるさい。言っそして祭司は、イスラエルの人々の全会、衆のために、罪に加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならな まって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささべての事を行わないとき、エロ すなわち、会衆が知らずに、あやべての事を行わないとき、エロ すなわち、会衆が知らずに、あやべての事を行わないとき、エロ すなわち、会衆が知らずに、あや げ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのよう れた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたす 「セーセック」 はっもの しゅ しゅうり あなたがたは代々げ物のように、ささげなければならない。 三 あなたがたは代々 0) まって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主 としてささげなければならない。これそして祭司は、 0) その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。 == あなたがたが、もしあやまって、 すべての戒めを行わず、三主がモーセによって戒めを与えら そうす のあがないをして、その罪をあがなわなければならな っれば、 彼はゆるされるであろう。 主がモーセに告げられたこ 二九 イスラエ 人があや ル 0

たっぱっぱっぱっぱい でしま でき はいのうちの、気に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人々のうちの、気に罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を外のら断たれなければならない。 三 彼は主を汚すもので、その人は民のうちんでも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。 三 彼は主の言葉を侮り、その戒がら断たれなければならない。 三 彼は主の言葉を侮り、その戒がら断たれなければならない。 三 彼は主の言葉を侮り、その戒がら断たれなければならない。 三 彼は主の言葉を侮り、そのうちの、気にしている他国人々のうちの、気にしまれた者でも、そのうちに寄留している他国人なのうちの、気にしまれた者でも、そのうちに寄留している他国人なのうちの、気にしまれた者でも、そのうちに寄留している他国人ない。

物としなければならない。これ

を、打ち場からのささ

モーセに命じられたようにした。

三 イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日にひとりの人
が、たきぎを集めるのを見た。三 そのたきぎを集めるのを見た
ので、彼を閉じ込めておいた。三 そのとき、主はモーセに言
たので、彼を閉じ込めておいた。三 そのとき、主はモーセに言
たので、彼を閉じ込めておいた。三 そのとき、主はモーセに言
われた、「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は
おされた。彼を可じずち殺さなければならない。全会衆は
おされた。彼を石で撃ち殺さなければならない。全会衆は
ならない。彼を石で撃ち殺さなければならない。
「その人は必ず殺されなければならない。全会衆は
なら、変し、変し、変し、変し、変し、とい
ない、たきぎを集めるのを見た
いったが、この人をモーセとアロン、および全会衆のもとに連れ
とったが、とき、彼を同じられたようにした。

いためである。200 こうして、あなたがたは、わたしのもろもろなたがたが自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないさを見て、主のもろもろの残めを思い起して、それを行い、あるさを見て、主のもろもろの残めを思い起して、それを行い、あるさを見て、主のもろもろの残めを思い起して、それを行い、あるさを見て、主はまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三と主はまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三と主はまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三とはまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三とははまたモーセに言われた、三へ「イスラエルの人々に命じ三とはませい。

ら導き出した者である。わたしはあなたがたの神、主である」。で、あなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトの国かならなければならない。四一わたしはあなたがたの神、主であっの戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者との戒めを思い起して、それを行い、あなたがたの神に聖なる者と

## 第一六章

仲間は、みなそのために集まって主こめ、こへ、。・・・・なかまの上に祭司となることを求めるのか。このなたとあなたのの上に祭司となることを求めるのか。このなたとあなたのの言。さいし 会衆のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務をさせ、かいしょう。 まくや つとの よ、聞きなさい。ヵ イスラエルの神はあなたがたをイスラエルのよ。 とって、小さいことであろうか。 10 神はあなたとあなたの兄 弟 分を越えている」。<モーセはまたコラに言った、「レビの子たちばれる人は聖なる者である。レビの子たちよ、あなたがたこそ、 目をくらまそうとするのですか。わたしたちは参りません」。 畑と、ぶどう畑とを嗣業として与えもしない。これらの人々のはたけ はたけ しぎょう また た、あなたはわたしたちを、乳と蜜の流れる地に導いて行かず、 は乳と蜜の流れる地から、わたしたちを導き出して、荒野でわた。 ばせたが、彼らは言った、「わたしたちは参りません。」=あなた 三 モーセは人をやって、エリアブの子ダタンとアビラムとを呼ょ はアロンをなんと思って、彼に対してつぶやくのか」。 なるレビの子たちをみな近づけられた。あなたがたはなお、 かつ会衆の前に立って仕えさせられる。これはあなたがたに T く、また彼らのひとりをも害したことはありません」。トҳそし いでください。わたしは彼らから、ろば一頭をも取ったことな したちを殺そうとしている。これは小さいことでしょうか。そ モー あなたはわたしたちに君臨しようとしている。 セはコラに言った、「あなたとあなたの仲間はみなアロ 一四かつま

いっと。 との前に出なさい。こもあなたがたは、おのおと一緒に、あす、主の前に出なさい。こもあなたがたは、おのおの火ざらを取り、火をその中に入れ、それに薫香をらは、おのおの火ざらを取り、火をその中に入れ、それに薫香をらは、おのおの火ざらを取り、火をその中に入れ、それに薫香をらは、おのおの火ざらを取り、火をその中に入れ、それに薫香をらは、おのおの火ざらを取り、火をその中に入れ、それに薫香をらは、おのおの火ざらを取り、大きのおの火ざらを携えて行きなさい。これをいった。コラは会衆を、ことごとく会見の幕屋の入口に並った。これをいる。 エーセとアロンも共に、会見の幕屋の入口に薫香ををり、モーセとアロンも共に、会見の幕屋の入口に薫香をかいた。 これをいる。 これをいると、コラは会衆を、ことごとく会見の幕屋の入口に薫香をで、彼らふたりに逆らわせようとしたが、主の栄光は全会衆にある。

ら」。こもそこで人々はコラとダタンとアビラムのすまいの周囲もろもろの罪によって、あなたがたも滅ぼされてはいけないかまろもろの罪によって、あなたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れてください。彼らのものには何にも触れてはならない。彼らのまのたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れたができ、あなたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れたが、後れている。これをしている。これでは会衆によりの長老とちも、彼に従って行った。これをしている。これでは会衆によりの長老との事によってダタンとアビラムのもとに行ったが、イスラーニュモーセは立ってダタンとアビラムのもとに行ったが、イスラーニュモーセは立ってダタンとアビラムのもとに行ったが、イスラーニューをいる。

侮ったのであることを知らなければならない」。 陰府に下らせられるならば、あなたがたはこれらの人々が、主を 運命に会うのであれば、主がわたしをつかわされたのではない。すなわち、もしこれらの人々が、普通の死に方で死に、普通のて行うものでないことを、次のことによって知るであろう。エホ 人々は、みな彼らの叫びを聞いて逃げ去り、「恐らく地はわたしからだ。 にコラに属するすべての人々と、すべての所有物をのみつくし下の土地が裂け、三地は口を開いて、彼らとその家族、ならび下の土地が、これらのすべての言葉を述べ終ったとき、彼らの三 モーセが、これらのすべての言葉を述べ終ったとき、彼らの 芸 主はモー ら火が出て、 たちをも、 陰府に下り、地はその上を閉じふさいで、彼らは会衆のうちかょみ、くだ。 まま すなわち、彼らと、彼らに属するものは、皆生きながらた。 mm すなわち、カビム と、それに属する者とを、ことごとくのみつくして、生きながら 三0 しかし、主が新しい事をされ、地が口を開いて、これらの人々できない。 をつかわされたこと、またわたしが、これを自分の心にしたがっ 「あなたがたは主がこれらのすべての事をさせるために、 幼児と一緒に出て、天幕の入口に立った。「<モーセは言った、ょう」、いっと、で、てんまで、いうぐら、たを離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、麦、子、およびほか、さ 断ち滅ぼされた。三四この時、その周囲にいたイスラエルのた。ほのこのは、このこの時、その周囲にいたイスラエルの のみつくすであろう」と言った。三ヵまた主のもとか せに言われた、『ゼーあなたは祭司アロンの子エレ 薫香を供える二百五十人をも焼きつくした。 わたし ア

ザルに告げて、

その燃える火の中から、

かの火ざらを取り出

は

でないほかの人 でないほかの人が、主の前に近づいて、薫香をたくことのないよれをイスラエルの人々の記念の物とした。これはアロンの子孫 祭司エレアザルは、かの焼き殺された人々が供えた青銅の火ざれはイスラエルの人々に、しるしとなるであろう」。 ヨれそこでれはイスラエルの人々に 言われたとおりである。ないためである。すなわち、 らを取り、これを広く打ち延ばして、祭壇のおおいとし、四〇こ は主の前にささげられて、聖となったからである。こうして、こ の火ざらを、広い延べ板として、祭壇のおおいとしなさい。これの火ざらを、広い延べ板として、祭壇のおおいとしなさい。これ うにするため、またその人がコラ、およびその仲間のようになら らは聖となったから、『<罪を犯して命を失った人々の、これらい。 その 中か の火を遠く広くまき散らさせなさい。それらの 主がモーセによってエレアザルに 火<sub>で</sub>

幕屋を望み見ると、雲がこれをおおい、主の栄光が現れていまくや。のそ、み 四こその翌日、イスラエルの人々の会衆は、みなモーセとアロンはくじつ、イスラエルの人々の会衆は、みなモーセとアロン しはただちに彼らを滅ぼそう」。そこで彼らふたりは、ひれ伏しせに言われた、四五「あなたがたはこの会衆を離れなさい。わたったい。 四三 モーセとアロンとが、会見の幕屋の前に行くと、四四主はモー ニ会衆が集まって、モーセとアロンとに逆らったとき、 とにつぶやいて言った、「あなたがたは主の民を殺しました」。四 れに祭壇から取った火を入れ、その上に薫香を盛り、急いでそれ gr モーセはアロンに言った、「あなたは火ざらを取って、 衆のもとに持って行って、 彼らのために罪のあがないをし 会見の そ た。

> 幕屋の入口にいるモーセのもとに帰った。こうして疫病はやサメヘヤ いつぐら て死んだ者は一万四千七百人であった。 ま0 アロンは会見の んだ。四カコラの事によって死んだ者のほかに、この でに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫病はやでに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫気がよう いたので、薫香をたいて、民のために罪のあがないをし、四くす なさい。 主が怒りを発せられ、 疫哉 病がすでに始 まったから それを取って 疫 病によっ

#### 第 七

んだ。

にしたがって、つえ十二本を取り、その人々の名を、おのおのそ取りなさい。すなわち、そのすべてのつかさたちから、父祖の家のうちから、おのおのの父祖の家にしたがって、つえ一本ずつを しの選んだ人のつえには、芽が出るであろう。こうして、わに会う会見の幕屋の中の、あかしの箱の前に置きなさい。m だからである。四そして、これらのつえを、 のつえに書きしるし、ミレビのつえにはアロンの名を書きしる - 主はモーセに言われた、= 「イスラエルの人々に告げて、 しなさい。 イスラエルの人々が、あなたがたにむかって、つぶやくのをや 父祖の家のかしらは、 おのおののつえ一本を出すの わたしがあなたがた 、わたし わた

はモーセに言われた、「アロンのつえを、あかしの箱の前に持ち出したので、彼らは見て、おのおの自分のつえを取った。10主を、ことごとく主の前から、イスラエルのすべての人の所に持ちを、ことごとくユュー 薫巻 家のために出したアロンのつえは芽をふき、つぼみを出し、花が、<その翌日、モーセが、あかしの幕屋にはいって見ると、レビの#ペト゚ 帰り、そこに保存して、そむく者どものために、タダ ローーヒに言われた、「アロンのつえを、あかし それらのつえを、 い。こうして、彼らのわたしに対するつぶやきをやめさせ、彼ら 咲いて、あめんどうの実を結んでいた。 ヵモーセがそれらのつえ おのおの、つえ一本ずつを彼に渡した。そのつえは合わせて十 に語ったので、つかさたちはみな、その父祖の家にしたがって、 めさせるであろう」。☆モーセが、 三イスラエルの人々は、モー ようにして、主が彼に命じられたとおりに行った。 のであれば、 「死ぬのをまぬかれさせなければならない」。 ニ モーセはその 破滅です、全滅です。こ三主の幕屋に近づく者が、みな死はぬって、ぜんめつしょっまくやったが、もの人々は、モーセに言った、「ああ、わたしたちは アロンのつえも、そのつえのうちにあった。セモー わたしたちは死に絶えるではありませんか」。 あかしの幕屋の中の、主の前に置いた。 このようにイスラエルの人々 しるしとしなさ ・セは、

# 第一八章

- そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、お

#くや っより #50 で 彼らは、あなたの務しの幕屋の前で仕えなければならない。≡ 彼らは、あなたの務ればならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共にあかればならない。 ただし、あなたとあなたの子 なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもる罪を負わなければならない。 こあなたはまた、あなたの兄弟 賜物として、あなたがたに与え、会見の幕屋の働きをさせる。セとます。 かいけん まくや はたらとを、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これをとを、イスラエルのでとびと 幕屋の務を守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。ぱくやっとのませんまくやまくやいためである。四彼らはあなたに連なって、会見のぬことのないためである。四彼らはあなたに連なって、会見の わたしは祭司の職務を賜物として、 に臨まないであろう。☆わたしはあなたがたの兄弟たるレビびのそ い。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの人々 あなたがたは、聖所の務と、祭壇の務とを守らなければならな の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなたがたも、死と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所と、すべての幕屋の務とを守らなければならない。ただし、聖所 ならない。 の人で近づく者は殺されるであろう」。 のうちのすべての事を執り行い、 あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、 ほ を、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなけ よびあなたの父祖の家の者は、 いの者は、 また、あなたとあなたの子たちとは、 あなたがたに近づいてはならない。ヵこのように、 6たの子たちとは、祭司職に関す聖所に関する罪を負わなければせいじょ かん 共に勤めなければならない。 あなたがたに与える。 祭壇と、垂幕 会見の

主はまたアロンに言われた、「わたしはイスラエルの人々の、

与える。と、穀物 げる供え物のうち、すべて揺祭とするものであって、これをあなすべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々のささ それはあなたに帰すべき聖なる物である。こまたあなたに帰なければならない。男子はみな、それを食べることができる。 ういごであって、 る。こすべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒 なたの家の者のうち、清い者はみな、これを食べることができ たとあなたのむすこ娘に与えて、永久に受くべき分とする。 に、その分け前として与え、永久に受くべき分とする。 に与える。すなわち、わたしはこれをあなたと、 てきたものは、 とおりである。すなわち、 なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次の、\*\*\* すべての聖なる供え物で、 える。「国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携え、穀物の最も良い物など、人々が主にささげる初穂をあなたに、どもったりょう。 清い者はみな、これを食べることができる。四イスラエル また汚れた獣のういごも、 納物はみな、あなたに帰する。「ヵすべて肉なる者のののぷっ あなたに帰するであろう。あなたの家の者のう ただし、人のういごは必ずあがなわなければな 主にささげられる者はみな、人でも獣でも、 わたしにささげるすべての供え物、 わたしにささげる物の一 あがなわなければならない。 とする。nいと聖 、あなたの子たち 一部をあなた あ あ

いてはならない。罪を得て死なないためである。ニョレビびとに報いる。ニュイスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づ のあがない金はあなたの値積りにより、「<人のういごは生後一か月で、あがなわせい」 一を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きこかたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分のこれたしはレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の を負うであろう。 あって、 た彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにかれてスラエルの人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。ま ぬ塩の契約である」。この主はまたアロンに言われた、「あなたは は主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変らいまの前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に、から とあなたのむすこ娘とに与えて、永久に受ける分とする。 る。 して、主にささげなければならない。「^その肉はあなたに帰す である。」もしかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、 がって、銀五シケルでなければならない。 イスラエルの人々が、主にささげる聖なる供え物はみな、あなた それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。「ヵ たないことをもって、 わたしがあなたの分であり、 彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の あなたがたの代々ながく守るべき定しなければならない。彼らがその罪のしなければならない。彼らがその罪の地 あがなわなければならない。そ あなたの嗣業である。 聖所のシケルにした ーシケルは二十ゲラ その血を

て、主にささげなければならない』。〓○あなたはまた彼らに言ところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物としい。ロス あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いい。ロ 主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならならりのすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、受けるすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、 ろう。 の穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであげなければならない。こもあなたがたのささげ物は、打ち場からを受ける時、あなたがたはその十分の一の十分の一を、主にささ 持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。えた。それで『彼らはイスラエルの人々のうちに、嗣業のえた。 いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってさ え物として主にささげる十分の一を、レビびとに嗣業として与まる。 この わたしはイスラエルの人々が供めとしなければならない。 1四 わたしはイスラエルの人々が供 会見の幕屋であなたがたがする働きの報酬である。 三 あれがら まくま さげる時、その残りの部分はレビびとには、 しがイスラエルの人々から取って、嗣業として与える十分の一 たがたは罪を負わないであろう。 がたが、その良いところをささげるときは、 と、あなたがたの家族とは、どこでそれを食べてもよい。 ぶねの産物と同じように見なされるであろう。= あなたがた ☴ 主はモーセに言われた、≒< 「レビびとに言いなさい、『わた 三へそのようにあなたがたもまた、 あなたがたはイスラエ イスラエルの人々から それによって、 打ち場の産物 嗣業の地を これ や、酒が あな なた ル 0 は

である』」。

「なっぱん物を汚してはならない。死をまぬかれるためである。」。

# 第一九章

灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、「ヘ身の清い者が汚れる。」を汚れた者があった時には、罪を清める焼いた雌牛のは人の骨、または墓などに、野外で触れる者は皆、七日のあいだはみな汚れる。」をつるぎで殺された者、または死んだ者、またはみな汚れる。」をつるぎで殺された者、または死んだ者、またいた者は七日のあいだ汚れる。「虽ふたで上をおおわない器にいた者は七日のあいだ汚れる。「虽ふたで上をおおわない器」 汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清けが、まず、なず、そでなり、そうないできょを汚す者で、その人はイスラエルから断たれなければならない。けが、よの こすべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。 の人は三日目と七日目とに、この灰の水をもって身を清めなけから、から、なぬから、この灰の水をもって身を清めなけ との、永久に守るべき定めとしなければならない。 る。 めた者は衣服 るものであって、罪を清めるものである。 ての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、 ひとりヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべ すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその くならず、その汚れは、 |四人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。| ひと てんまく なか し しょき もら りっぽう こぎ が死んだ者、 。これはイスラエルの人々と、そのうちに宿っている他国人た者は衣服を洗わなければならない。その人は夕まで汚れたのであって、罪を清めるものである。10その雌牛の灰を集ものであって、罪を清めるものである。10 その雌牛の灰を集 あるい は墓などに触れた者とにふりかけなけ なお、その身にあるからである。 あるい 。 |= | そ 天幕な れ

> なければならない。また汚れを清める水に触れた者も夕まで汚らない。すなれち汚れを清める水をふりかけた者は衣服を洗わ それに触れる人も夕まで汚れるであろう』」。れるであろう。言すべて汚れた人の触れる物は汚れる。 らない。すなわち汚れを清める水をふりかけた者は衣服を洗わである。三 これは彼らの永 久に守るべき定めとしなければな 七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身をすすがなけ、その汚れたものに、それをふりかけなければならない。そしばが ばならない。 ならない。 - ヵ すなわちその身の清い そうすれば夕になって清くなるであろう。 人は三 日目と七日目とにかめなぬかめ

#### 第二〇章

- イスラエルの人々の全会衆は正月になってチンの荒野に

死んだので、彼女をそここをっこっいった。そして民はカデシにとどまったが、いった。そして民はカデシにとどまったが、 きに とアロンに迫った。三すなわち民はモーセと争って言った、「さ こそのころ会衆は水が得られなかったため、 で いたらよかったものを。 われわれの兄弟たちが主の前に死んだ時、 四 なぜ、 あなたがたは主の会衆をこ 相が ミリア われわれも死ん 集まっ ムがそこで てモー セ

の会衆をわたしが波うこまとこが、陰で、ないようなの前にわたしの聖なることを現さなかったから、これルの人々の前にわたしの聖なることを現さなかったから、これの人々の前にわたしの聖なることを信じないで、イスラ 人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのう

ないます。 しょ しょん せい モー カモー 目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らは、つえをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、そのは、つえをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、その この岩から水を出さなければならないのであろうか」。こ モー 「そむく人たちよ、聞きなさい。われわれがあなたがたのために ジプトから上らせて、この悪い所に導き入れたのですか。 いであろう」。「三これがメリバの水であって、 セは手をあげ、つえで岩を二度打つと、水がたくさんわき出たの 0) と主の栄光が彼らに現れ、セ主はモーセに言われた、 には種をまく所もなく、いちじくもなく、ぶどうもなく、ざくろ せようとするのですか。 πどうしてあなたがたはわれわ )ために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませなさい」。 会衆とその家畜はともに飲んだ。こそのとき主はモーセとかいしゅう また、いっ り、 こまげ ここ フラスをとり、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、 こうえん きょうだい とも かいしゅう あっ せはアロンと共に会衆を岩の前に集めて彼らに言った、ーセは命じられたように主の前にあるつえを取った。| ○ に導いて、 わ ħ -われと、われわれの家畜とを、ここで死 イスラエルの 八「あなた れをエ こここ な

ん。 左にも曲りません』。「へしかし、エドムはモージャー・デ 飲むことがあれば、その価を払います。 けですから何事もないでしょう」。 飲むことがあれば、その価を払います。わたしは徒歩で通るだいす。もしわたしたちとわたしたちの家畜とが、あなたの水をます。もしわたしたちとわたしたちの家畜とが、あなたの水を引りイスラエルの人々はエドムに言った、「わたしたちは大路を通り なたはわたしの領地をとおってはなりません。さもないと、 ん。ただ王の大路を通り、あなたの領地を過ぎるまでは右にもたちは畑もぶどう畑も通りません。また井戸の水も飲みませた。 どうぞ、わたしたちにあなたの国を通らせてください。わたし たちは今あなたの領地の端にあるカデシの町におります。 わして、わたしたちをエジプトから導き出されました。 わたしたちの先祖を悩ましたので、「^わたしたちが主に呼ば くエジプトに住んでいましたが、エジプトびとがわたしたちと、 したちの先祖はエジプトに下って行って、 四四 は たしはつるぎをもって出て、あなたに立ちむかうでしょう」。「ヵ わったとき、主はわたしたちの声を聞き、ひとりの天の使をつか は 言った、「あなたの兄弟、 スラエルに、 で通ることはなりません」と言って、多くの民と強い軍勢とを率し、通ることはなりません」と言って、多くの民と強い軍勢とを率 わたしたちが遭遇したすべての患難をご存じです。 さて、 出て、これに立ちむかってきた。三 このようにエドムはイ モー その領地を通ることを拒んだので、 セはカデシからエドムの王に使者をつか イスラエルはこう申します、『あなた IO しかし、エドムは わたしたちは年久し イスラエ セに言った、「あ ヨカわた 「あなた わたし ル わ は U わ 7

ドムからほかに向かった。

ここうしてイスラエルの人々の国境に近いホル山で、モーセとル山に着いた。こ三主はエドムの国境に近いホル山で、モーセとアロンに言われた、三四「アロンはその民に連ならなければならない。彼はわたしがイスラエルの人々に与えた地に、はいることができない。これはメリバの水で、あなたがたがわたしの言葉にそむいたからである。三日あなたはアロンとその子エレアザルを連れてホル山に登り、三下ワンに衣服を脱がせて、その形にし、連れだって全をの目の前でホル山で、モーセとエルで、その民に連なるであろう」。三七モーセは主が命じられたとおりにし、連れだって全の多り、三下ワンに衣服を脱がせて、そんで、その民に連なるであろう」。三七モーセは主が命じられたとおりにし、連れだって全のある。三日あなたはアロンとその子エレアザルを連れてホル山に登り、三下ロンに衣服を脱がせて、そしてモーセはアロンに衣服を脱がせ、それをその子エレアザルに着せた。アロンはその山の国で死んだ。そしてモーセとエレアザルは山から下ったが、三和全会衆がアロンの死んだのをみたとき、イスラエルの全家は三十日の間アロンのために泣いた。

#### **東二一章**

し、そのうちの数人を捕虜にした。ニそこでイスラエルは主に誓ルがアタリムの道をとおって来ると聞いて、イスラエルを攻撃・時にネゲブに住んでいたカナンびとアラデの王は、イスラエー

ボテに宿営した。ニまたオボテから進んで東の方、モアブの前でを仰いで見て生きた。 10 イスラエルの人々は道を進んでオージを吹いる。 \*\*\* たしたちは主にむかい、またあなたにむかい、つぶやいて罪を犯多くのものが死んだ。t民はモーセのもとに行って言った、「わ るであろう」。πモーセは青銅で一つのへびを造り、 なさい。すべてのかまれた者が仰いで、それを見るならば生きモーセに言われた、「火のへびを造って、それをさおの上に掛け ちに送られた。へびは民をかんだので、イスラエルの民のうち、 な食物はいやになりました」。☆そこで主は、火のへびを民 なった。☆そこで主は、火のへびを民 ここには食物もなく、水もありません。わたしたちはこの粗悪 をエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。とにむかい、つぶやいて言った、「あなたがたはなぜわたしたち とごとく滅ぼした。それでその所の名はホルマと呼ばれた。 してくださるならば、わたしはその町々をことごとく滅ぼしま の上に掛けて置いた。すべてへびにかまれた者はその青銅の に祈ってください」。モーセは民のために祈った。^そこで主は、 しました。どうぞへびをわたしたちから取り去られるように主 たされたので、イスラエルはそのカナンびとと、その町々とをこ しょう」。『主はイスラエルの言葉を聞きいれ、 いを立てて言った、「もし、 あなたがこの民をわたしの手にわ カナンびとをわ それをさお 回する セ

の書」にこう言われている。「四それゆえに、「主の戦いら進んでゼレデの谷に宿営し、「三さらにそこから進んでアルら進んでゼレデの谷に宿営し、「三さらにそこから進んでアルら進んでゼレデの谷に宿営し、「三さらにそこから進んでアルら進んでゼレデの谷に宿営し、「三さらにそこから進んでアルら進んでゼレデの谷に宿営し、「三さらにそこから進んでアルらり、「ひと」をいた。「三またそこから進んでガルのでは、イエアバリムに宿営した。」「またそこから進んでが、「一番」にこう言われている。

アルの町まで傾き、 - 五谷々の斜面、 - たにだに しゃめん かただい しゃめん かかたむ

「スパのワヘブ、

たった。
と言われた井戸である。「tその時イスラエルはこの歌をうう」と言われた井戸である。「tその時イスラエルはこの歌をうにむかって、「民を集めよ。わたしはかれらに水を与えるであろ「<彼らはそこからベエルへ進んで行った。これは主がモーセー・なれてでの境に寄りかかる」。

民のおさたちがこれを掘った」。

「井戸の水よ、わきあがれ、
「井戸の水よ、わきあがれ、
「井戸の水よ、わきあがれ、

シホンの都から炎が出て、

モアブのアルを焼き尽し、

シホンの町を築き建てよ。

王と戦って、彼の地をアルノンまで、ことごとくその手から、アモリびとの王シホンの都であって、シホンはモアブの以前 水も飲みません。わたしたちはあなたの領地を通り過ぎるまる。のたりたちは畑にもぶどう畑にも、はいりません。また井戸のかたしたちは畑にもぶどう畑にも、はいりません。また井戸の シボンとそれに附属するすべての村々にいた。エト ヘシボンは た。そしてイスラエルはアモリびとのすべての町々に住み、 る。 豆 こうしてイスラエルはこれらの町々をことごとく取っ 撃ちやぶり、アルノンからヤボクまで彼の地を占領し、アンモ こここでイスラエルはアモリびとの王シホンに使者をつかわ ある谷に行き、荒野を見おろすピスガの頂に着いた。 ンびとの境に及んだ。ヤゼルはアンモンびとの境だからであ ズにきてイスラエルと戦った。三四イスラエルは、やいばで彼をタャル ことごとく集め、荒野に出て、イスラエルを攻めようとし、ヤハ に自分の領地を通ることを許さなかった。そしてシホンは民をいる。 で、ただ王の大路を通ります」。 三 しかし、シホンはイスラエル して言わせた、三「わたしにあなたの国を通らせてください。 取ったのである。こせそれゆえに歌にうたわれている。 「人々よ、ヘシボンにきたれ、 シホンはモアブの以前のいぜん

へシボンからデボンまで。
や記して、その地を占領した。
かれわれは荒した、火はついてメデバに及んだ」。
こうしてイスラエルはアモリびとの地に住んだが、三三モーと、こうしてイスラエルはアモリびとを追い出し、三国主はモーセに言います。の道に上って行ったが、バシャンの王オグは、その民をことごとの道に上って行ったが、バシャンの王オグは、その民をことごとの道に上って行ったが、バシャンの王オグは、その民をことごとのが、エデレイで戦おうとして出迎えた。三国主はモーセに言いる。ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはヘシボンに住とを、ことごとくあなたの手にわたす。あなたはへジボンに住とを、ひとり残らず撃う」。三五 そこで彼とその子とすべての民とを、ひとり残らず撃うしょうにない。

#### 第二二音

- さて、イスラエルの人々はまた道を進んで、エリコに近いヨルー さて、イスラエルの人々はまた道を進んで、エリコに近いヨル

るかもしれません。あなたが祝福する者は祝福され、あなたがれば、われわれは彼らを撃って、この国から追い払うことができてください。彼らはわたしよりも強いのです。そうしてくださ なめつくすように、われわれの周囲の物をみな、なめつくそうとで、四ミデアンの長老たちに言った、「この群衆は牛が野の草をで、四ミデアンの長老たちに言った、「この群衆は牛が野の草を 神はバラムに臨んで言われた、「あなたのところにいるこの人々なる。 にして出発し、バラムのもとへ行って、バラクの言葉を告げた。」 ロー・ロット はっぱっ ロット まょうろう とと またちとミデアンの長 老たちは占いの礼物を手 「エジプトから出てきた民があり、地のおもてをおおってわたし π 彼はアンモンびとの国のユフラテ川のほとりにあるペトルに 常 <バラムは彼らに言った、「今夜ここに泊まりなさい。 の前にいます。^どうぞ今きてわたしのためにこの民をのろっ 使者をつかわし、ベオルの子バラムを招こうとして言わせた、 している」。チッポルの子バラクはこの時モアブの王であった。 めである。モアブはイスラエルの人々をひじょうに恐れたの ダンのかなたのモアブの平野に宿営した。 ニチッポルの子バラ はだれですか」。一〇バラムは神に言った、「モアブの王チッポ しに告げられるとおりに、あなたがたに返答しましょう」。 のろう者はのろわれることをわたしは知っています」。 モアブは大いにイスラエルの民を恐れた。その数が多かったた クはイスラエルがアモリびとにしたすべての事を見たので、ヨ でモアブのつかさたちはバラムのもとにとどまった。ヵときに 主がわた

の子バラクが、わたしに人をよこして言いました。ニ『エジプの子バラクが、わたしたなと一緒に行くことを、お許しになりません」。三甲モアブのつかさたちは立ってバラクのもとに行ってはならない。またその民をのろってください。そうすればではならない。またその民をのろってはならない。彼らはいる。このようのかさたちに言った、「あなたがたは国にお帰りなさい。 まはわたしがあなたがたと一緒に行くことを、お許しになりません」。三甲モアブのつかさたちは立ってバラクのもとに行ってはならない。またその民をのろってはならない。彼らはできるかもしれません」。三甲モアブのつかさたちは立ってバラクのもとに行ってはならない。ならはできるかもしれません」。三甲モアブのつかさたちは立ってバラクのもとに行っている。この子バラクが、わたしに人をよこして言いました。この『エジプの子バラクが、わたしに人をよこして言いました。この『エジプの子バラクが、わたしに父と

けを行わなければならない」。

たってこの人々と一緒に行きなさい。ただしわたしが告げることだてこの人々と一緒に行きなさい。ただしわたしが告げることだるかを確かめさせてください」。この夜になり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください」。この様はなり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください」。この後になり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください。この後になり、神はバラムに臨るかを確かめさせてください。このでは、わたしになんと仰せられ

を発し、つえでろずと「っろばは主の使を見てバラムの下に伏した。」といる。これは主の使を見てバラムの下に伏した。 がっていた。そこは右にも左にも、曲る道がなかったので、こればを打った。これ主の使はまた先に進んで、狭い所に立ちふさり、バラムの足を石がきに押しつけたので、バラムは、また、ろり、バラムの鬼を石がきに押しつけたので、バラムは、また、ろ に何をしたというのですか。あなたは三度もわたしを打ったの 立ちふさがっているのを見、道をそれて畑にはいったので、バラケーをが、三ろばは主の使が、手に抜き身のつるぎをもって、道にたが、三のばは主の使が、手に抜き身のつるぎをもって、覚に りを発せられ、主の使は彼を妨げようとして、道に立ちふさがっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱい は石がきがあった。これろばは主の使を見て、石がきにすり寄 たぶどう畑の間の狭い道に立ちふさがっていた。道の両側にたぶどう畑の間の狭い道に立ちふさがっていた。 覚り のようがお ていた。バラムは、ろばに乗り、そのしもべふたりも彼と共にい さたちと一緒に行った。三 しかるに神は彼が行ったために 三明くる朝起きてバラムは、ろばにくらをおき、 かれたので、ろばはバラムにむかって言った、「わたしがあなた ムは、ろばを打って道に返そうとした。 m しかるに主の使はま つえでろばを打った。「「すると、主が、ろばの そこでバラムは怒り モアブのつ くちを開 つ たか

言った、「いや、しなかった」。はいつでも、あなたにこのようにしたでしょうか」。バラムはきょうまで長いあいだ乗られたろばではありませんか。わたしのだが」。三〇ろばはまたバラムに言った、「わたしはあなたが、らだ。わたしの手につるぎがあれば、いま、お前を殺してしまうらだ。

ほとり、国境の一端にあるモアブの町まで出て行って迎えた。 ばっぱょう いったん まり で がっかん まり で がっかい さい さて、バラクはバラムがきたと聞いて、国境のアルノン川の

■ そしてバラクはバラムに言った、「わたしは人をつかわしていませんでしょうか」。 ■ ハラムはバラクに言った、「ごらんなできないでしょうか」。 ■ ハラムはバラクに言った、「ごらんなできないでしょうか」。 ■ ハラムはバラクに言った、「ごらんなできないでしょうか」。 ■ ハラムはバラクに言った、「ごらんなできないでしょうか」。 ■ ハラムはバラクに言った、「ごらんなたしの口に授けられることを述べなければなりません」。 ■ カたしのとこかをみずから言うことができましょうか。 わたしはただ神がわかをみずから言うことができましょうか。 わたしはただ神がわかをみずから言うことができましょうか。 わたしは人をつかわしてき、 ■ ロ バラクは牛と羊とをほふって、バラムおよび彼と共にいき、 ■ ロ バラクは牛と羊とをほふって、バラムおよび彼と共にいき、 ■ ロ バラクは牛と羊とをほふって、バラムおよび彼と共にいき、 ■ ロ バラクは牛と羊とをほふって、バラムおよび彼と共にいたバラムを連れてきたつかさたちに贈った。

そこからイスラエルの民の宿営の一端をながめさせた。 Exp Jacket Notes 明くる朝バラクはバラムを伴ってバモテバアルにのぼ

# 第二三章

会ってくださるでしょう。そして、主がわたしに示される事はは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。=バラムは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。=バラムは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭となさい」。=バラムバラムはバラムの言ったとおりにした。そしてバラクとバラムとがある。単のないのでは、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの「バラムはバラクに言った。」

燔祭のかたわらに立っていた。ェバラムはこの託宣を述べた。 に帰ってみると、バラクはモアブのすべてのつかさたちと共に をささげました」。m主はバラムの口に言葉を授けて言われた、 に登った。四神がバラムに会われたので、バラムは神に言った、 「バラクのもとに帰ってこう言いなさい」。^彼がバラクのもと 「わたしは七つの祭壇を設け、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭と なんでもあなたに告げましょう」。こうして彼は一つのはげ山まれ

『きてわたしのためにヤコブをのろえ、 モアブの王はわたしを東の山から招き寄せて言う、 「バラクはわたしをアラムから招き寄せ、

きてイスラエルをのろえ』と。

ヵ岩の頂からながめ、 ショ いたき 主ののろわない者を、, 丘の上から見たが、 <神ののろわない者を、わたしがどうしてのろえよう。 わたしがどうしてのろえよう。

もろもろの国民のうちに並ぶものはない。 このだれがヤコブの群衆を数え、

これはひとり離れて住む民、

イスラエルの無数の民を数え得よう。

そこでバラクはバラムに言った、「あなたはわたしに何をす わたしの終りは彼らの終りのようでありたい」。 わたしは義人のように死に、

> ェときにはバラムはバラクに言った、「あなたはここで、燔祭のの祭壇を築き、祭壇ごとに雄牛 | 頭となっ!! に伺いますから」。「<主はバラムに臨み、言葉を口に授けて言いるが、 なんと言われましたか」。「^そこでバラムはまたこの託宜を述 クのところへ行って見ると、バラクは燔祭のかたわらに立ち、モ われた、「バラクのもとに帰ってこう言いなさい」。」も彼がバラ ムを連れてゾピムの野に行き、ピスガの頂に登って、そこに七つ わたしのために彼らをのろってください」。「『そして彼はバラ を見るだけで、全体を見ることはできないでしょうが、そこから て、そこから彼らをごらんください。あなたはただ彼らの一 |= バラクは彼に言った、「わたしと一緒にほかのところへ行っ に注意すべきではないでしょうか」。 るのですか。わたしは敵をのろうために、あなたを招いたのに、 アブのつかさたちも共にいた。バラクはバラムに言った、「主は た、「わたしは、主がわたしの口に授けられる事だけを語るよう あなたはかえって敵を祝福するばかりです」。 ニバラムは答え

「バラクよ、立って聞け、 また人の子のように悔いることもない。 チッポルの子よ、わたしに耳を傾けよ。 In 神は人のように偽ることはなく、

語ったことで、 王をたたえる声がその中に聞える。 彼らの神、主が共にいまし、 ない。とも ないまし、 ないまがれていまし、 またイスラエルのうちに悩みのあるのを見ない。 彼らは野牛の角のようだ。 三神は彼らをエジプトから導き出された、 三 だれもヤコブのうちに災のあるのを見ない、 わたしは変えることができない。 すでに神が祝福されたものを この祝福せよとの命をわたしはうけた、 しとげないことがあろうか 行わないことがあろうか、

雄じしのように身を起す。 思りま、この民は雌じしのように立ち上がり、 「100 見よ、この民は雌じしのように立ち上がり、 イスラエルに示されるからだ。 イスラエルには占いがない。 III ヤコブには魔術がなく、

に言った、「主の言われることは、なんでもしなければならない 宝 バラクはバラムに言った、「あなたは彼らをのろうことも 福することも、やめてください」。ニバラムは答えてバラク その殺した者の血を飲むまでは身を横たえない」。これはその獲物を食らい、

#### 第二四章

ラムの言ったとおりにし、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一

とをささげた。

ヵバラムはバラクに言った、「わたしのためにここに七つの祭壇 ラクはバラムを連れて、荒野を見おろすペオルの頂に行った。ニ に彼らをのろうことを許されるかもしれません」。 1 そしてバ の所へお連れしましょう。神はあなたがそこからわたしのため

ムに言った、「どうぞ、おいでください。わたしはあなたをほか

わたしはあなたに告げませんでしたか」。これバラクはバラ

を築き、雄牛七頭と、雄羊七頭とを整えなさい」。このバラクはバージャーをデールできょう。

顔を荒野にむけ、三目を上げて、イスラエルがそれぞれ部族にしたので、今度はいつものように行って魔術を求めることをせず、 で、三彼はこの託宣を述べた。 たがって宿営しているのを見た。その時、神の霊が臨んだのたがって宿営しているのを見た。その時、神の霊が臨んだの - バラムはイスラエルを祝福することが主の心にかなうのを見 ベオルの子バラムの言葉

倒れ伏して、目の開かれた者の言葉。全能者の幻を見る者、 もの ことば

四神の言葉を聞く者、

目を閉じた人の言葉、

川べの園のよう、
川べの園のよう、
にない。 こうにはいる。 こうにいる。 こうにい

をするかをお知らせしましょう」。 「五 そしてこの託宣を述べたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝福した。 こ それたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝福した。こ それたりまではかえって三度までも彼らを祝福した。こ それたのに、あなたはかえって三度までも彼らを祝福した。こ それたがは、からないというない。

↑それは遠くひろがる谷々のよう、 たにだった。というないないないないないないないない。

ヤコブよ、

あなたの天幕は麗しい、

麗<sub>り</sub>るわ

「ベオルの子バラムの言葉、『ベオルの子バラムの言葉、『ベオルの子バラムの言葉、『生物の言葉を聞く者、「キ神の言葉を聞く者、「もかしは彼を見る、しかし今ではない。わたしは彼を望み見る、しかし近くではない。わたしは彼を望み見る、しかし近くではない。わたしは彼を望み見る、しかしがれるかれる。

そして彼もまたついに滅び去るであろう」。

エベルを攻めなやますであろう。

アシュルを攻めなやまし、

IE キッテムの海岸から舟がきて、だれが生き延びることができよう。

ああ、神が定められた以上、

Ξ III 彼はまたこの託宣を述べた。 このバラムはまたアマレクを望み見て、この託宣を述べた。 またケニびとを望み見てこの託宣を述べた。 岩に、お前は巣をつくっている。 そしてイスラエルは勝利を得るであろう。 アシュルはいつまでお前を捕虜とするであろうか」。 三しかし、カインは滅ぼされるであろう。 しかし、ついに滅び去るであろう」。 「アマレクは諸国民のうちの最初のもの、 生き残った者を町から断ち滅ぼすであろう」。 h 権を執る者がヤコブから出、 セイルもまた領地となるであろう。 「八敵のエドムは領地となり セツのすべての子らの脳天を撃つであろう。 モアブのこめかみと、 お前のすみかは堅固だ、

た。バラクもまた立ち去った。「ヨこうしてバラムは立ち上がって、自分のところへ帰っていっ

#### **邪二五章**

ルの人の後を追って、奥の間に入り、そのイスラエルの人を突ルの人の後を追って、奥の間に入り、そのイスラエルの人を突った。 まっとりの子に、ひとりのミデアンの女を連れてきた。 まっとりの 弟たちの中に、ひとりのミデアンの女を連れてきた。 まっとりの 弟たちの中に、ひとりのミデアンの女を連れてきた。 またいていた時、彼らの目の前で、ひとりのイスラエルびとが、ぞうしょう。 また かいしゅう なるエレアザルの子ピネハスはこれを見て、祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネハスはこれを見て、その兄弟たちの中に、ひとりのミデアンの女を連れてきた。 またいていていた。 また とが会見の幕屋の入口 キモーセとイスラエルの人々の全会 衆とが会見の幕屋の入口 キモーセとイスラエルの人を

第二六

疫病で死んだ者は二万四千人であった。そのようとなった。との人々に及ぶのがお疫病がイスラエルの人々に及ぶのがお またその 女の ルの人々に及ぶのがやんだ。ヵしかし、その 腹を突き通して、ふたりを殺した。こうして

あって、 の祭司 職の契約となるであろう。彼はその神のために熱心で、キュレンはく けいやく かれ きっぱん ここれは彼とその後の子孫に永遠平和の契約を彼に授ける。ここれは彼とその後の子孫に永遠をしなかった。ここのゆえにあなたは言いなさい、『わたしはをしなかった。ここのゆえにあなたは言いなさい、『わたしは 去ったので、わたしは憤激して、イスラエルの人々を滅ぼすこと\*\* ルの人々のうちに表わし、 □○主はモーセに言われた、二「祭司アロンの子なるエレアザル の子ピネハスは自分のことのように、わたしの憤激をイスラエ イスラエルの人々のために罪のあがないをしたからで わたしの怒りをそのうちから取り

といい、サルの子で、シメオンびとのうちの一族のつかさであっ すなわちペオルの事により、疫病の起った日に殺された女の事 ましなさい。\_^彼らはたくらみをもって、 ルの娘であった。ツルはミデアンの民の一族のかしらであっ | 四ミデアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリ - <主はまたモーセに言われた、」
こうデアンびとを打ち悩 Im またその殺されたミデアンの女の名はコズビといい、ツ ペオルの 事と、彼らの姉妹、ミデアンのつかさの娘コズビ、 あなたがたを惑わしたからである」。 あなたがたを悩ま

> たがたのうちの二十歳以上の者を数えなさい」。エジプトの地下野で彼らに言った、四「主がモーセに命じられたように、あないアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブのレアザルとは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブの 者は四万三千七百三十人であった。<またパルの子はエリアブ。氏族が出た。セこれらはルベンびとの氏族であって、数えられたいなが出た。センれらはルベンびとの氏族であって、数えられたヅロンからヘヅロンびとの氏族が出、カルミからカルミびとのヅロンからへ からヘノクびとの氏族が出、パルからパルびとの氏族が出、4へェルベンはイスラエルの長子である。ルベンの子孫は、ヘノク から出てきたイスラエルの人々は次のとおりである。 できる二十歳以上の者を数えなさい」。=そこでモーセと祭司 したがって調べ、イスラエルにおいて、すべて戦争に出ることの れた、ニ「イスラエルの人々の全会衆の総数をその父祖の家にからない。 疫病の後、 主はモーセと祭司アロンの子エレアザルとに言い ルベンの子孫は、

三シメオンの子孫は、 その氏族によれば、 ネム エル からネム

コラの子たちは死ななかった。

戒めの鏡となった。こた

ンとアビラムとは会衆のうちから選び出された者で、

せとアロンとに逆らって主と争った時、こ

ヵエリアブの子はネムエル、ダタン、アビラムである。

このダタ コラのと

た。

これであって、数えられた者は二万二千二百人であったす中ルからシャウルびとの氏族が出た。「四これらはシメオシャウルからシャウルびとの氏族が出た。」四これらはシメオらヤキンびとの氏族が出、「三 ゼラからゼラびとの氏族が出、ハびとの氏族が出、ヤキンからやミンびとの氏族が出、ヤキンかんびとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんがとの氏族が出、ヤキンかんが、

五百人であった。

た。 ニュこれらはイッサカルの氏族であって、数えられた者は六シュブびとの氏族が出、シムロンからシムロンびとの氏族が出の氏族が出、プワからプワびとの氏族が出、ニョヤシュブからヤの氏族が出、プワからプワびとの氏族が出、ニョヤシュブからヤニュイッサカルの子孫は、その氏族によれば、トラからトラびと

子の名はマアラ、ノア、ホペハデには男の子がなく、 が 出<sup>で</sup> 氏族が出、三アスリエルからアスリエルびとの氏族が出、ビザインからイエゼルびとの氏族が出、ヘレクからヘレクびゼルからイエゼルびとの氏族が出、ヘレクからヘレクび 人であった。 これらはマナセの氏族であって、 出た。マキルからギレアデが生れ、 ムからシケムびとの氏族が出、III セミダからセミダびとの氏族 の氏族が出た。三〇ギレアデの子孫は次のとおりであ ニハヨセフの子らは、その氏族によれば、 であって、ニュマナセの子孫は、 へペルからへペルびとの氏族が出た。IIIIへペルの子ゼロ ホグラ、 ただ女の子のみで、ゼロペハデの女の マキルからマキルびとの氏族が ミルカ、テルザといった。EB 数えられた者は五万二千七百 ギレアデからギレアデびと ヘレクからヘレクびとの マナセとエフライムと イ

ンびとの氏族が出た。゠゠っこれらはエフライムの子孫の氏族でシュテラの子孫は次のとおりである。 すなわちエランからエラシュテラからはシュテラびとの氏族が出、ベケルからベケルびシュテラからはシュテラびとの氏族が出、ベケルからベケルびシュテライムの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。

フの子孫で、その氏族によるものである。あって、数えられた者は三万二千五百人であった。以上はヨセあって、歎さ

□スベニヤミンの子孫は、その氏族によれば数えられた者は四万の氏族が出、アシベルからアシベルびとの氏族が出、アリアンからナアマンびとの氏族が出た。四つこれらはベニス族が出、オアマンからナアマンびとの氏族が出た。四つべうの子は、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。四つべうの子は、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。四つべうの子は、ナアマンからナアマンびとの氏族が出た。四つべうの子は、カアンで、カーボール、カーボール、アシベルがとの氏族が出た。四つべうの子は、カードーの子孫であった。

四三 ダンの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュロニダンの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュロニャスの氏族が出た。四五 アセルの子孫は、その氏族によれば、エムナからエムナびとの氏族が出、エスイからエスイびとの氏族が出、エムナからエスイびとの氏族が出、エカナがられた者は六万四千四百人であった。四五 アセルの子孫は、その氏族によれば、エムナからエムナびとの氏族が出、エスイからエスイびとの氏族が出、ベリアからベリアびとの氏族が出た。四五 ベリアの子孫のうちへベルからへべアびとの氏族が出た。四五 ベリアの子孫のうちへベルからへでと。四六 アセルの娘の名はサラといった。四十二人であった。子孫の氏族であって、数えられた者は五万三千四百人であった。一十八万の子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュ四三 ダンの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュ四三 ダンの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュ四三 ダンの子孫は、その氏族によれば、次のとおりである。シュロニャスの氏族が出、アカーによる。

∿ご幹よ呀豆豆斤呀豆んであっこ。 ≖○これらはナフタリの氏族であって、その氏族により、数えらゅ○これらはナフタリの氏族であって、その氏族により、歎ぎらエゼルびとの氏族が出、シレムからシレムびとの氏族が出た。

で、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロとで、アロンびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出、コハテの氏族、コラびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出からコハテびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出からコハテびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出からコハテびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出からコハテびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出からコハテびとの氏族が出、メラリからアムラムが生れた。氏族、コラびとの氏族が出、メラリからメラリびとの氏族が出からになった。なのアロンで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロンとモーセおよびその姉妹ミリアムを産んだ。た0アロで、アロフンというにない。

なかった。 メール それは主がかつて彼らについて「彼らは必ず荒野でイスラエルの人々を数えた時に数えられた者はひとりもある。 メロ ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイのある。 ヤロ ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイの で死ぬであろう」と言われたからである。それで彼らのうちエ のほとりにあるモアブの平野で数えたイスラエルの人々の数で <三これらはモーセと祭司エレアザルが、エリコに近いヨルダン たため、イスラエルの人々のうちに数えられなかった者である。 の数えられた一か月以上のすべての男子は二万三千人であっか? 者はなかった。 フンネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほか、 ンにはナダブ、アビウ、エレアザルおよびイタマル ナダブとアビウは異火を主の前にささげた時に死んだ。 彼らはイスラエルの人々のうちに嗣業を与えられなかっかれ KM ただしそのうちには、モーセと祭司アロンがシナイの ひとりも残った が生れ 。六二そ た。 六

#### 第二七章

> いって、どうしてわたしたちの父の名がその氏族のうちから削のですが、 男の子がありませんでした。四 男の子がないからとのうちには加わりませんてした。四 男の子がないからと えなければならない。すなわち、その父の嗣業を彼らに渡さな彼らの父の兄弟たちと同じように、彼らにも嗣業の所有地を与れ、もらいという。まない。まないと、せいては、からの兄弟たちの言うことは正しい。あなたは必ずた、せいては、からいからない。 えなければならない。10もし兄弟もない時は、その嗣業を父えなければならない。ヵもしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与ればならない。ヵもしまた娘もない時は、その嗣業を兄弟に与ればならない。ヵたのはます。 『もし人が死んで、男の子がない時は、その嗣業を娘に渡さなけ と同じように、わたしたちにも所有地を与えてください」。られなければならないのでしょうか。わたしたちの父の ければならない。^あなたはイスラエルの人々に言いなさい、 ┱モーセがその事を主の前に述べると、☆主はモーセに言われい。 のうちには加わりませんでした。 イスラエルの人々は、これをおきての定めとしなけれ ました。 有させなければならない』。主がモーセに命じられたように 彼れは、 コラの仲間 2でした。彼は自分の罪によって死んだ5間となって主に逆らった者どもの仲間かま ばならな

を見てから、兄弟アロンのようにその民に加えられるであろがイスラエルの人々に与える地を見なさい。|゠あなたはそれがイスラエルの人々に与える地を見なさい。|゠あなたはそれ|= 主はモーセに言われた、「このアバリムの山に登って、わたし

の霊のやどっているヌンの子ヨシュアを選び、あなたの手をそ羊のようにしないでください」。「<主はモーセに言われた、「神・ け与え、イスラエルの人々の全会 衆を彼に従わせなさい。三 彼らの前で職に任じなさい。こ そして彼にあなたの権威を分れ、 \*\*\* しょく にん ひんじゅう かれ したが あなたの権威を分の上におき、 1ヵ 彼を祭司エレアザルと全会 衆の前に立たせて、のようき 言った、「「すべての肉なるものの命の神、いのた」から、 は祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のためにウリム わたしの聖なることを現さなかったからである」。これは イスラエルの人々の全会衆とはエレアザルの言葉に従ってい たはわたしの命にそむき、 |四これは会衆がチンの荒野で 野にあるカデシのメリバの水である。「ヨモー レアザルの言葉に従ってはいらなければならない」。三 せによって語られたとおりに彼を任命した。 主の前に判断を求めなければならない。ヨシュアとい。また、まだが、まと セは 主が命じられたようにし、 あの水のかたわらで彼らの目の荒野で逆らい争った時、あ 逆らいな ・争った時、 ヨシュアを選んで、 主しゅよ、 どうぞ、 せは主にいればチン の前にいなたが ے

なわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としないなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。す 灌祭としなければならない。<夕には他の一頭の小羊をささげたます。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで 小羊を夕にささげなければならない。mまた麦粉一エパの十いでしょう わたしにささげることを怠ってはならない』。『また彼らに言火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時に火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時に さい、 Ų なければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じように 灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげただ。いるのでしょう て、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。 の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としな。 ればならない。 ければならない。<これはシナイ山で定められた常燔 ければならない。四すなわち一頭の小羊を朝にささげ、 主はモーセに言われた、ニ「イスラエ その小羊を火祭としてささげ、主に香ばし \_ あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげ すなわち聖所において主のために濃い酒をそそい ルの人々に いかおりとしなけ 命。 燔祭であ 『じて言 七 なければ イ、 一 。 ナ 頭 5 分がの またその いな な

ない。10これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければなられまた安息には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十ままた安息には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十

れ

油を混ぜたものを素祭とし、これを香ば、 若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。よればならない。なんの労役をもしてはならない。「れよればならない。なんの労役をもしてはならない。「れよ 雄やぎ一 に油を混ぜたものを素祭とし、「三小羊一頭には麦粉十分の一に。 ち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわならない。これらはみな全きものでなければならない。こっそ さげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにて一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をさ て主のために火祭としなければならない。 を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二 小羊七頭をささげ、三雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油をいる。 ささぐべき燔祭である。 「五また常燔祭とその灌祭とのほからさい かんさい ばならない。 ならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげ、またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげ、 加えらるべきものであ 頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、 しいかおりの燔祭とし \_ 四 またその灌祭は 雄羊一頭につい ささげなけれ す あなたが なけれ なわち の全き の十五 か に、 ば

常婚祭 会を開かなければならない。なんの労役をもしたささぐべきものである。「五そして第七日に、 雄牛一頭につきーエパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二さ素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわり、一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。1~その一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。1~その一頭、一歳の雄の小羊七頭をささばなければならない。4次の雄牛二頭、雄りいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄りいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄りいかおりとしなければならない。 る初穂の日にも聖会を開かなければならない。
はっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱいまないまないまないまないまないまないまないません。 七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、なぬかまいにちかさいしょくもっらをささげなければならない。こ四このよっ \ <u>`</u> ささげ、 け ささげ、 してはならない。ニヒあなたがたは燔祭をささげて、 りとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほ をささげなければならない。三また雄やぎ一頭を罪祭として の二をささげ、三 また七 ばならない。 ればならない。 三面あなたがたは朝にささげる常幡祭の燔祭のほ 祭とその素祭とその灌祭とのほかに、 罪のあがないをしなければならな これまた七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげな あなたがたのために罪のあがないをしなけ これらはみな、 ≡ また雄やぎ一 頭の なんの労役をもしてはならない。 すなわち新しい素祭を主にささげ 小羊にはその一頭ごとに十 全きものでなければならない。 三四このようにあ すなわち若い雄牛二頭、 頭をささげてあなたがたの これらをささげなけ 主に香ばしい Ξ なんの労役をも あなたがたは あなたがたは なたがたは 主に香ばし ń かに、こ -分の二を すなわち ばならな 分が の か 雄かっじ 羊かっじ 聖さ か

## 第二九章

は新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほいんげっ ほんさい そさい じょうはんさい そさい かんさい かんじん かんじん これなたがたのために罪のあがないをしなければならない。^ これ 雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち素の 吹く日である。こあなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかなんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを らない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭たがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければな まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。ぉたその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたのおりとして、主に火祭としなければならない。 げなければならない。ヵまた雄やぎ一 二をささげ、 一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。゠そのまい、紫青 まった こちっと とうおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、おりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、 七月には、 ものであって、これらのものの定めにしたがい、 なけ す 9なわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭ヵ その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければなれ その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければな 四また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささ その月の ればならない。これらはみな全きものでなければ のだい 一日にま に聖会を開い 頭を罪祭としてささげ、あ かつあなたがたの身を悩 か なけ れ ばならな 香ばしいか 、ハあな

だい にち しか おうし よう 『プラン ここ 灌祭のほかのものである。 さげなければならない。これらは常燔祭さげなければならない。 につき十二 には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛ははそのな金きものでなければならない。「四その素祭には油を 二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊の火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊 常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものでよいますはそうに、そさい、それない。これらは、としてささげなければならない。これらは、 ささげなければならない。 らない。 もして 三七月の十五日に聖会を開かなければならない。 の二をささげ、「まその十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一を 分の一をささげなければならない。 はならない。七日のあいだ主のために祭をしなければな III あなたがたは燔祭をささげて、 分の二をささげ、I○また七頭の小羊には一 および灌祭のほかのものである。 | <br />
「<br />
た<br />
ま<br />
た<br />
は<br />
で<br />
い<br />
さ<br />
い<br />
こ<br />
の<br />
こ<br />
の<b また雄やぎ一頭 四その素祭には油を 祭とその素祭お 主に香ばしいかおり り腹 罪い なん 頭ごとに十 の罪 罪祭と ぬを罪祭 の労役 よび

灌れない — 七 さげなけれ ささげなければならない。 とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、 四頭をささげなければならない。「へそ 第二日には若い雄牛十二頭、 の ほか 0) ばならない。 もの である。 。この第三日には雄牛十一頭、雄羊二これらは常燔祭とその素祭および - ヵまた雄やぎー 雄羊二頭、一 の 雄牛と雄羊と小羊 歳の雄の全き小羊 頭を罪祭としてさ 定めのように

+

その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければない。 たがって定めのようにささげ 頭を罪祭としてささげ の雄の全き小羊十 なけれ なければならない。 ばならない。 ばならない。 。三また雄っ その数に Ž れらは V ゃ U

ければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭の なければならない。これまた雄やぎ一 かのものである。 めの素祭と灌祭とは、 をささげなければならない。 🖪 その雄牛と雄羊と小羊とのた その数にしたがって定めのようにささげ 頭を罪祭としてささげ ほ な 頭と

五

け

をささげなければならない。これその雄牛と雄羊と小羊とのた ければならない。 なければならない。 三、第五日には雄牛九頭、 かのものである の素祭と灌祭とは、 これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほ 三へまた雄やぎ一頭を罪祭としてささげな その数にしたがって定めのようにささげ 雄羊二頭、一 歳の雄の全き小羊十四頭

なければならない。 二九 をささげなければならない。 ==o その ń の素祭と灌祭とは、 第六日には雄牛八頭、だいにちにおいますしたとう ばならな これらは常燔祭とその素祭および灌漑 三 また雄やぎ一 その数にしたがって定めのようにささげ 雄羊二頭、一 頭を罪祭としてささげな 雄牛と雄羊と小羊とのた歳の雄の全き小羊十四頭 のほ

> か のも

をささげなければならない。 三三その雄牛と雄羊と小羊とのた三二第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭 なければならない。 三第七日には雄牛七頭、 かのものである。 いればならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほりはならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほ の素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげ IM また雄やぎ一頭を罪祭としてささげな

め

常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。とまるはやぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。 数にしたがって定めのようにささげなければならない。 頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなけれどのます。 さい ます まった ごろう とう ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわばしいかおりの火祭としなければならない。すなわれ をもしてはならない。 =< あなたがたは燔祭をささげて主に い。『せその雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、 第八日にはまた集会を開 かなければならな すなわち雄牛 \ <u>`</u> な これら らんの労! ばならな 三八 ま その 香き役き

え物としてささげる燔祭、 のである』」。 素<sup>そ</sup>き 祭い 灌祭および酬しゅい 動恩祭のに ほかのも

に告げた。 四のモーセは 主しゅ が 命じられた事をことごとくイスラエ ル の 人とびと

## 第三〇章

を聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのがした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれがした書願、または物断ちをすべて認めたのである。ホホ 言った事は、すべてやめることができる。 夫がそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口でいならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口でならない。 三しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めなならない。 またその身に断った物断ちはすべて守らなければばならない。 またその身に断った物断ちはすべて守らなければ ず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなけをしようと誓った時、ニー夫がそれを聞いて、彼女に何も言 きる。「四もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻を守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができ。 の 間、 の誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、かったのだから、主はその女をゆるされるであろう。 ない。 を認めないならば、 である。 六これらは主がモー □○もし女が夫の家で誓願をかけ、 すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければな および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するもか。 — 五 しかし、 彼は妻の罪を負わなければならない」。 もし夫がそれを聞き、 セに命じられた定めであって、 はいて、彼女に何も言わ聞いて、彼ら5g など ない またはその身に物断ち、またはその身に物断ち あとになって、 夫がそれ 三すべて 夫と妻と それ

のである。

# 第三一章

人々のあだを報いなさい。その後、あなたはあなたの民に加えられば、するでという。ここで主はモーセに言われた、ニ「ミデアンびとにイスラエルの」。 た。< モーセは各部族から千人ずつを戦いにつかわし、また祭司に千人ずつを選び、一万二千人を得て、 戦いのために武装させ ら人を選んで戦いのために武装させ、ミデアンびとを攻めて、主られるであろう」。ヨモーセは民に言った、「あなたがたのうちかられるであろう」。 れと、貨財とをことごとく奪い取り、10そのすまいのある町々アンの女たちとその子供たちを捕虜にし、その家畜と、 羊の群ムをも、つるぎにかけて殺した。ヵまたイスラエルの人々はミデムをも、つるぎにかけて殺した。ヵまたイスラエルの人々はミデ その殺した者のほかにまたミデアンの王五人を殺した。その名は、このない。 れたようにミデアンびとと戦って、 すべての部族から、 エレアザルの子ピネハスに、聖なる器と吹き鳴らすラッパとを ればならない」。゙゙゙゙゙゙゙゠そこでイスラエルの部族のうちから部族ごと のためミデアンびとに復 讐しなさい。四すなわちイスラエル その その部落とを、ことごとく火で焼いた。ニこうして彼らは て奪ったものと、 生けどった者と、 レケム、ツル、フル、レバである。 部族ごとに千人ずつを戦いに送り出さなけいよく かすめたものとは人をも家畜をも取り、こ かすめたものと、 あなたはあなたの民に その男子をみな殺した。^ またベオルの子バラ 奪ったものとを携え の

へもどってきた。
るモーセと祭司エレアザルとイスラエルの人々の会衆のもとるモーセと祭司エレアザルとイスラエルの人々の会衆のもとて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平等によった。

怒った。 | 毎 モーセは彼らに言った、「あなたがたは女たち、戦場から帰ってきた千人の長たちと、百人の長たちに対しない。」 「はん」 きょう たいせいか 「留の外に出て迎えたが、「四モーセは軍勢の将たち、すない。」 「といっていまっしゅくえい しょうしょうくんせい しょうしゅくえい そとしゃ しょうしゅくえい そとしゃ 三日目と七日目とに身を清めなければならない。このまたすべ者に触れた者は、あなたがた自身も、あなたがたの捕虜も共に、あなたがたのうちすべて人を殺した者、およびすべて殺されたあなたがたのうちすべてくと、と 青され 三 祭司エレアザルは戦いに出たいくさびとたちに言った、 ての衣服と、すべての皮の器と、すべてやぎの毛で作ったものいまく い娘はすべてあなたがたのために生かしておきなさい。「ヵそ 子供たちのうちの男の子をみな殺し、また男と寝て、 に主の会衆のうちに疫病を起すに至った。」せそれで今、いましょかいしょう て、イスラエルの人々に、ペオルのことで主に罪を犯させ、つい な生かしておいたのか。| ^ 彼らはバラムのはかりごとによっ I=ときにモーセと祭司エレアザルと会衆のつかさたちはみ と、すべての木の器とを清めなければならない」。 してあなたがたは七日のあいだ宿営の外にとどまりなさい。 た女をみな殺しなさい。「<ただし、まだ男と寝ず、 lg、でつい、ないないのである。ここないないである。ここないは主がモーセに命じられた律法の定めである。ここない。 いっぽう きた 鉄、すず、 せは彼らに言った、「あなたがたは女たちをみ 鉛など、こますべて火に耐える物は火の中を通等すった。 男を知らな 男<mark>を</mark>知っ すなわち この んして

り、その後宿営にはいることができる」。
いるでは、おれを清める水で、清めなければならない。そして清くない。大がたは七日目に衣服を洗わなければならない。しかし、すべてと、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべてと、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべてと、おれてはない。とうすれば清くなるであろう。なおそのさなければならない。そうすれば清くなるであろう。なおそのさなければならない。そうすれば清くなるであろう。なおその

ませいしい。三、そして戦いに出たいくさびとに、人または牛、またはろば、または羊を、おのおの五百ごとに一つを取り、みつぎとして主にささげさせなさい。三、すなわち彼らが受ける半分のなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルに渡しなさい。三、または羊を、おのおの五百ごとに一つを取り、みつぎとして主にささげさせなさい。三、すなわち彼らが受ける半分のなかから、それを取り、主にささげる物として祭司エレアザルに渡しなさい。三、または牛、またはちば、または羊を、おのおの五百ごとに一つを取り、みつぎとして主にささげさせなさい。三、すなわち彼らが受ける半分のなかから、その獲た人または牛、またはろば、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとおのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビびとまった。

の人々のために記念とした。の人々のために記念とした。『は、おのおの自分のぶんどり物を獲た。』四年十七と祭司エルり、それを携えて会見の幕屋に入り、主の前に置いてイスラエルザルとは、千人の長たちと百人の長たちとから、その金を受け取ぜルとは、千人の長たちと百人の長たちとから、その金を受け取せいとは、おのおの自分のぶんどり物を獲た。』四モーセと祭司エレアは、おのおの自じぶん

#### 第三二章

彼らに与えられる地に渡ることができないようにするのか。<含れてあなたがたはイスラエルの人々の心をくじいて、主がどうしてあなたがたはイスラエルの人々の心をくじいて、主がは兄 弟が戦いに行くのに、ここにすわっていようというのか。セは兄 弟が戦いに行くのに、ここにすわっていようというのか。セキーセはガドの子孫とルベンの子孫とに言った、「あなたがた

人々の心をくじいて、主が与えられる地に行くことができなどであるというできないできないではいます。その地を見たとき、イスラエルの発表したのにつかわした時に、同じようなことをした。ヵすなわれるなたがたの先祖も、わたしがカデシ・バルネアから、その地であなたがたの先祖も、わたしがカデシ・バルネアから、その地であなたがたの先祖も、わたしがカデシ・バルネアから、その地であるとがたのでは、 立った罪びとのやからであって、主のイスラエルに対する激した。」の人々は、ついにみな滅びた。「四あなたがたはその父に代っての人をは、ついにみな滅びた。」四あなたがたはその父に代って るであろう。そうすればあなたがたはこの民をことごとく滅 いて主に従わないならば、主はまたこの民を荒野にすておかれ いだ荒野にさまよわされたので、主の前に悪を行ったその世代いた荒野にさまよわされたので、この「まで、までないないない。」のようにイスラエルにむかって怒りを発し、彼らを四十年のあのようにイスラエルにむかって はない。このふたりは全く主に従ったからである』。|三主はこ ケニズびとエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアとはそうで た、こ『エジプトから出てきた人々で二十歳以上の者はひとり すに至るであろう」。 い怒りをさらに増そうとしている。 できない。彼らはわたしに従わなかったからである。 もわたしがアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることは ようにした。IOそこでその時、 、主は怒りを発し、誓って言われ 。一ヵあなたがたがもしそむ ここただ  $\mathcal{O}$ 

スラエルの人々の前に進み、彼らをその所へ導いて行きましよ町々を建てようと思います。」もしかし、われわれは武装してイの所に、群れのために羊のおりを建て、また子供たちのためにの所に、群れのために羊のおりを建て、また子供たちのために、ならはモーセのところへ進み寄って言った、「われわれはこ」、彼らはモーセのところへ進み寄って言った、「われわれはこ

I≾ われわれの子供たちと妻と羊と、すべての家畜とは、このギ言った、「しもべらはあなたの命じられたとおりにいたします。 なり、その罪は必ず身に及ぶことを知らなければならない。I四そうしないならば、あなたがたは主にむかって罪を犯した者と た、 あなたがたは子供たちのために町々を建て、 らとともには嗣業を受けません。 われはイスラエルの人々が、 レアデの町々に残します。 ればならない」。ニョ゙ガドの子孫とルベンの子孫とは、モーればならない」。ニョ゙ガドの子孫とルベンの子孫とは、モー を建てなさい。 |地は主の前にあなたがたの所有となるであろう。| III しかし、 ただわ すなわち東の方で嗣 なたの言われるとおり、主の前に渡って行って戦います」。 セは彼らのことについて、 帰りません。エヵまたわれわれはヨルダンのかなたで彼ホャ な町々に住ませておかなければ れわれの子供たちは、この地 しかし、 ☆業を受けるからです」。こ○モーセは彼タッテッキックのこかれれはヨルダンのこな あなたがたは約束したことは行わなけ こしかし、しもべらはみな武装し おの 祭司エレアザルと、 おのその嗣 あ なりません。 羊のために、 業を受けるまで の害をのが ヌンの <u>一</u> おり ・セに わ れ 'n る

まり、イスラエルの人々の部族のうちの氏族のかしらたました。ニュ そしてモーセは彼らに言った、「ガドの子孫と、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなたがたと一緒にヨと、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなたがたと一緒にヨと、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなたがたと一緒に渡って行かないならば、彼らはカナンの地であなたがたと一緒に渡って行かないならば、彼らはカナンの地であなたがたのうちに領地を獲なければならない」。ニーガドの子孫と、ルベンの子孫とは答えて言った、「しもべらは主が言われたとおりたのうちに領地を獲なければならない」。ニーガドの子孫と、ルたのうちに領地を獲なければならない」。ニーガドの子孫と、ルたします。三 われわれは武装して、主の前にカナンの地へにいたします。三 われわれは武装して、主の前にカナンの地への子孫とは答えて言った、「しもべらは主が言われたとおりたいっします。三 われわれは武装して、主の前にカナンの地へでいたします。 コルダンのこなたで、われわれの嗣業をもつことにします」。

三そこでモーセはガドの子孫と、 た町々に新しい名を与えた。 アル・メオンの町を建て、またシブマの町を建てた。 エレアレ、キリヤタイム、ミスおよび後に名を改めたネボと、バ アロエル、ミュアテロテ・ショ 三元 またマナセの ルベンの子 その国およびその領内 三四 こうしてガドの 孫と、 子マキルの Ξ 彼らは建て セフの 子こ

取<sup>と</sup>り、 払ったので、20 モーセはギレアデをマナセの子マキルに与えてはギレアデに行って、そこを取り、その住民アモリびとを追い そこに住まわせた。 ナテとその こその村々を取り、自分の名にしたがって、それをノバと名それをハオテヤイルと名づけた。2mまたノバは行ってケ ゚罒゚ またマナセの子ヤイルは行って村々を そこを取り、その住 民アモリびとを追

0)

従って、エジプトの国を出てから経た旅路は次のとおりであったがって、エジプトの国を出てから経た旅路は次のとおりであってスラエルの人々か モーモー 彼らは正月の十五日にラメセスを出立した。すなわち過越のずれ、「ようがっ」というです。」といったっというである。国きとめた。その宿駅にしたがえば旅路は次のとおりである。国 の人々が、モーセとアロンとに導かれ、そのでとびと 部隊に

宿営し、<スコテを出立して荒野の端にあるエタムに宿営し、」はられる。 はし しゅくれい ほうしてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに こうしてイスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに してミグド を出 立してバアル・ゼポンの前にあるピハヒロテに引ったっ ルの前に宿営し、 ハピハヒロテを出立して、

バ

を出立してモセラに宿営し、三、モセラを出立して宿営し、三、ミテカを出立してハシモナに宿営し、三、ハテを出立してテラに宿営し、三、テラを出立しいテを出立してテラに宿営し、三、テラを出立し ロテに宿 営し、 ニュマケロテを出 立してタハテに宿 営しペル山を出 立してハラダに宿 営し、 ニュハラダを出 立しゅくたい 宿営し、ここケヘラタを出立してシャペル山に宿営し、このシャ」。 しょくえい しゅくえい こうしてりッサに宿営し、ニーリッサを出立してケヘラタに出立してリッサに宿営し、ニーリッサを出立してケヘラタにしゅったっ このリンモン・パレツを出立してリブナに宿営し、三リブナをこのリンモン・パレツを出立してリブナに宿営し、三リブナを ンの荒野に宿営し、三シンの荒野を出立してドフカに宿営 Ų に宿営し、三へネヤカンを出立してホル・ハギデガデに宿営 マに宿営し、「カリテマを出立してリンモン・パレツに宿営し、」 しゅくえい ワを出立してハゼロテに宿営し、「ハゼロテを出立してリテ を出立してキブロテ・ハッタワに宿営し、」もキブロテ・ハッタ てレピデムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。「またりというない。」 し、 リムを出立して紅海のほとりに宿営し、二 紅海を出立してシー・ しゅったっ こうかい しゅったっ こうかい しゅくえい こうかい しゅったっ エリムには水の泉十二と、なつめやし七十本とがあった。 みず いずみ て、 レピデムを出立してシナイの荒野に宿営し、「<シナイの荒野」。 しゅくきじ 、なかをとおって荒野に入り、エタム タを出立してアブロナに宿 、〓〓 ホル・ハギデガデを出 立してヨテバタに宿 営し、〓四ヨテ コミドフカを出立してアルシに宿営し、こ メラに宿営し、カメラを出立し、 ミテカを出立してハシモナに宿営し、三〇 エリムに行って宿 In アブロナを出・ の荒野を三日路ほど行い 立してベネヤカン 四アルシを出 てミテカに 立して ハシモナ してマケ -----二七 タ

> 嗣業を与えなければならない。そのくじの当った所がそのしぎょう また ところい。大きい部族には多くの嗣業を与え、小さい部族には少しのい。 まお いまく まお しぎょう また ちい ごとにくじを引き、その地を分けて嗣業としなければならな るであろう」。 たがたの前から追い払わないならば、その残して置いた者はあ それを継がなければならない。 雪しかし、その地の住民をあ 所有となるであろう。 所有として与えたからである。エロあなたがたは、 そこに住まなければならない。わたしがその地をあなたがたの ればならない。エロロまたあなたがたはその地の民を追い払って、 また、わたしは彼らにしようと思ったとおりに、あなたがたにす なたがたの住む国において、 なたがたの目にとげとなり、あなたがたの脇にいばらとなり、あ をこぼち、すべての鋳像をこぼち、すべての高き所を破壊しなけ あなたがたは父祖の部族にしたがって、 あなたがたを悩ますであろう。
> 五六 おのおの氏

# 第三四章

東は塩の海の端に始まる。四その境はアクラビムの坂の南をのいる。三南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、る。三南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、る。三南の方はエドムに接するチンの地で、その全域は次のとおりであきょう。 ななみ ほう せっ かんかんがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣さい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣さい。あなたがたがカナンの地にはいるとき、あなたがたの嗣さい。あなたがたの嗣さい。

てエジプトの川に至り、海に及んで尽きる。ダルに進み、アズモンに及ぶ。ェその境はまたアズモンから転じダルに進み、アズモンに及ぶ。ェその境はまたアズモンから転じ巡ってチンに向かい、カデシ・バルネアの南に至り、ハザル・アペネス・パケ

である。

「ない」である。

「ない」である。

「ない」である。

「ない」である。

「ない」である。

である。
である。
これがあなたがたの北の境は次のとおりである。すなわちおおうみ
いがル・エノンに至って尽きる。これがあなたがたの北の境が、からホル山まで線を引き、ヘホル山からハマテの入口まで線をからホル山まで線を引き、ヘホル山からハマテの入口まで線をからホル山まで線を引き、ヘホル山からハマテの入口まで線をするなたがたの北の境は次のとおりである。すなわちおおうみもあなたがたの北の境は次のとおりである。すなわちおおうみ

の嗣業を受けた」。

業を分け与えることを主が命じられた人々は以上のとおりでぎょう。 また また しゅ めいられた人々 は以上の しおりでの子つかさパダヘル。 ニュカナンの地でイスラエルの人々に嗣 ザンの子つかさパルテエル、これアセルの子孫の部族ではシロミナクの子つかさエリザパン、これイッサカルの子孫の部族ではア ある」。 フタンの子つかさケムエル、これゼブルンの子孫の部族ではパル エポデの子つかさハニエル、このエフライムの子孫の部族ではシ 子つかさブッキ、三三ヨセフの子孫、 ではキスロンの子エリダデ、ミダンの子孫の部族ではヨグリのの子孫の部族ではアミホデの子サムエル、ニベニヤミンの部族の子孫の部族ではアミホデのカー えさせなければならない。」れその人々の名は次のとおりであ た、おのおの部族から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与た、おのおの部をから、つかさひとりずつを選んで、地を分け与たりでいる。 - ^ あなたがたはま 地を分け与える人々の名は次のとおりである。 「、主はまたモーセに言われた、」・「あなたがたに、 の子つかさアヒウデ、「ハナフタリの子孫の部族では、 る。すなわちユダの部族ではエフンネの子カレブ、このシメオン すなわちマナセの部族では すなわち祭司 業とし アミホデ

#### 第三五章

リコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモー

エ

あなたが

たの

ために

町を選んで、のがれの町とし、
まち えら

あやまって人

らな

ヵ主はモー

あなたがたがヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、こ

・セに言われた、10「イスラエルの人々に言いなさい。

ドミドノごびとこ与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。 st あなたに二千キュビトを計り、 町はその中 央にしなければならない。ニゴューモー 『t #\* は多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける嗣が有のうちからレビびとに町々を与えるには、大きい部族からに考えなければならない。^あなたがたがイスラエルの人々のに与えなければならない。^あなたがたがイスラエルの人々のにがとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共ビびとに与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共 家畜と群れ、およびすべての獣のためである。ぱならない。三その町々は彼らの住む所、そばならない。 業にし 二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に ビびとに与える町々の放牧地は、町の石がきから一千キュビト 十二の町を与えなければならない。セすなわちあなたがたがレ の周囲としなければならない。πあなたがたは町の外で東側に うちから、レビびとに住むべき町々を与えさせなさい。 した者がのがれる所としなければならない。 なたがたは、 われた、ニ「イスラエルの人々に命じて、その獲た嗣 たがって、その町々をレビびとに与えなけ 。三その町々は彼らの住む所、その放牧地は彼らの、その町々の周囲の放牧地をレビびとに与えなけれ、 #5#\$ しゅうい ほうぼくち なおこのほ 四あなたがたがレ ればならな また、 かに四 業 あ の

人に物を投げつけて死なせ、三 あるいは恨みによって手で人をからなる。 10 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意にができる。 10 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に なければならない。「ヵ血の復讐をする者は、自分でその故殺人死なせたならば、その人は故殺人である。 故殺人は必ず殺されい。「ҳあるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打ってい。「ҳあるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って 場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者ぽしょの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれののがれの町としなければならない。「ぁこれらの六つの町は、イのがれのサット゚ その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならな もし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、 - <もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、 が、 を殺すことができる。 殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。」もいのである。 ンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、 ることのないためである。「三あなたがたが与える町々のうち、 した者が会衆の前に立って、 を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。 六つをのがれの町としなければならない。 あなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、 ない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、?って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなけれ?って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなけれ そこにのがれるためである。 すなわち彼に出会うとき、 恨みのために人を突き、 さばきを受けないうちに、 一四すなわちヨルダ あるいは故意に 彼を殺すこと その人は故 ここれ 人をつい 殺され また

そ

殺されることはない。三 あなたがたは死に当る罪を犯した故たがればならない。しかし、だれもただひとりの証言によってため、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されたのためのおきての定めとしなければならない。三○人を殺したのためのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがこれこれらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたが

後人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。三三また、のがれの町にのがれた者のためなければならない。三三また、のがれの町にのがれた者のためされた血は、それを流した者の血によらなければあらない。流血は地を汚すからである。地の上に流ができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたができない。三回あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルのしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルのしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルのしのおる地を汚してはならない。

# 第三六章

□ マンファン 子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギーヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギーヨセフの子孫の氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルレアデの子らの氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルレアデの子の氏族のかしらたちがきて、モーセとイスラエルの人々のかしらであるつかさたちとの前で語って、ニ言った、ロペハデの嗣業を、その娘たちに与えるよう、主によって命じられました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他られました。三その娘たちがもし、イスラエルの人々のうちの他らなど、からじょう。こうしてそれはわれわれの嗣業にからない。こうしてそれはわれわれの嗣業にあるギーヨセフの子孫の氏族のうち、マナセの子マキルの子であるギーヨセフの子ぼとう。こうしてそれはわれわれの嗣業にからないが、おいまには、「おいま」という。

グラ、ミルカおよびノアは、その父の兄弟のむすこたちにとつ

こ 彼女たちはヨセフの子マナセのむすこたちの

にした。二 すなわちゼロペハデの娘たち、マアラ、テルザ、ホ

このそこでゼロペハデの娘たちは、主がモーセに命じられたようってきだからである』。
つべきだからである』。
つべきだからである』。
つべきだからである』。
つべきだからである』。
つべきだからである』。
つべきだからである』。

とついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとどとついだので、その嗣業はその父の一族の属する部族にとど

てである。
主がモーセによってイスラエルの人々に命じられた命令とおき主がモーセによってイスラエルの人々に命じられた命なとおきここれらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、まった。

#### 申命記

#### 第一章

デレイとに住んでいたバシャンの王オグを殺した後であった。ンに住んでいたアモリびとの王シホン、およびアシタロテとエ 授けられた命令を、ことごとく告げた。四これはモーセがヘシボミ、モーセはイスラエルの人々にむかって、主が彼らのため彼にに、モーセはイスラエルの人々にむかって、主が彼らのためない。 ブからセイル山の道を経て、カデシ・バルネアに達するには、十 に久しく、この山にとどまっていたが、ヶ身をめぐらして道に進います。 き、大川ユフラテにまで行きなさい。^見よ、わたしはこの地をポタネタネ み、アモリびとの山地に行き、その近隣のすべての所、 主はホレブにおいて、 モーセがイスラエルのすべての人に告げた言葉である。 これはヨルダンの向こうの荒野、 あなたがたの前に置いた。この地にはいって、それを自分のも 日の道のりである。三第四十年の十一月となり、その月のにも、愛している。 ゼロテ、デザハブとの間の、スフの前にあるアラバにおい 低地、ネゲブ、海ベ、カナンびとの地、またレバノンに行ていた。 これは主が、あなたがたの先祖アブラハム、イサ われわれに言われた、『あなたがたはすで パランと、トペル、 アラバ、 ラバ ニホレ

である。。ク、ヤコブに誓って、彼らとその後の子孫に与えると言われた所ク、ヤコブに誓って、彼らとその後の子孫に与えると言われた所

ち千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長とし、また、られている人々を取って、あなたがたのかしらとした。す 答えた、『あなたがしようと言われることは良いことです』。「mのかしらとするであろう』。「mその時、あなたがたはわたしに なたがたを負うことができない。|○あなたがたの神、主はあなヵあの時、わたしはあなたがたに言った、『わたしはひとりであ そこで、 おのおの部族ごとに、知恵があり、知識があって、人に知られ たがたの争いを処理することができようか。「=あなたがたは、 りで、どうして、あなたがたを負い、あなたがたの重荷と、あな うに、あなたがたを恵んでくださるように。 に多い。 ニー―どうぞ、 たは、さばきをする時、人を片寄り見てはならない。 はあなたがたのさばきびとたちに命じて言った、『あなたがた たがたの部族のつかさびととした。「ギまた、あのとき、 いる人々を選び出しなさい。わたしはその人々を、 たを、今あるより千倍も多くし、またあなたがたに約束されたよ たがたを多くされたので、あなたがたは、きょう、空の星のよう 国人との間を、正しくさばかなければならない。 兄弟たちの間の訴えを聞き、人とその兄弟、 わたしは、あなたがたのうちから、知恵があり、人に知 あなたがたの先祖の神、 ーー 三 わたしひと または寄留 主があなたが ーもあなた 小さい者に あなたがた すなわ わたし 7

らして、山地に上って行き、エシコルの谷へ行ってそれと深)、部族から、ひとりずつ十二人の者を選んだ。三の彼らは身をめぐ部族から、ひとりずつ十二人の者を選んだ。三の彼らは身をめぐ 人をさきにつかわして、その地を探らせ、どの道から上るべきい』。三あなたがたは皆わたしに近寄って言った、『われわれはい の先祖の神、主が告げられたように、上って行って、これを自分しまれる。からいかではなどの神、主はこの地をあなたの前に置かれた。あなた見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの前に置かれた。これわれの神、主がお与えになるアモリびとの山地に着いた。これわれの神、主がお与えになるアモリびとの山地に着いた。これ 下り、復命して言った、『われわれの神、主が賜わる地は良い地、そん、ふくめと、 まままま その地のくだものを手に取って、われわれのところに持って を出立して、あなたがたが見た、あの大きな恐ろしい荒野を通ったったった。 みま まき まき まき かい しょう かい われわれの神、主が命じられたように、われわれは、ホレブ にむずかしい事は、 は良いと思ったので、わたしはあなたがたのうち、おのおのの か、どの町々に入るべきかを、復命させましょう』。 二二このこと  $\mathcal{O}$ た。こっその時わたしはあなたがたに言った、『あなたがたは、わ あなたがたがしなければならないことを、ことごとく命じた。 らない。さばきは神の事だからである。 ものとしなさい。恐れてはならない。 アモリびとの山地へ行く道によって、カデシ・バルネアにき わたしはそれを聞くであろう』。「へわたしはまた、あの時、 いなる者にも聞かなければならない。人の \*わたしのところに持ってこなければならな あなたがたで決めるの おののいてはならな 顔を恐れてはな

> において、あなたがたの目の前で、すべてのことを行われたようらない。 IIO 先に立って行かれるあなたがたの神、主はエジプト も大きくて、背も高い。 町々は大きく、その石がきは天に届いてどこへ上って行くのか。 兄弟たちは、「その民はわれわれよりどこへ上って行くのか。 兄弟たちは、「その民はわれわれより 言った。『主はわれわれを憎んでアモリびとの手に渡し、滅ぼそがたの神、主の命令にそむいた。こもそして天幕でつぶやいて云、しかし、あなたがたは上って行くことを好まないで、あなた あなたがたの先に立って行き、がたはなお、あなたがたの神、な た荒野で、あなたの神、主が、人のその子を抱くように、あなたに、あなたの神、主が、人のその子を抱くように、あなたに、あなたがたのために単オオネ うとしてエジプトの国から導き出されたのだ。ニヘ 行くべき道を示された。 すがら、いつもそうであった」。 三このように言っても、 がたに言った、『彼らをこわがってはならない。 また恐れてはな 言って、われわれの心をくじいた』。これその時、 し、夜は火のうちにあり、昼は雲のうちにあって、 いる。われわれは、またアナクびとの子孫をその所で見た」と 主を信じなかった。三三主は道々しゅしゅ みちみち あなたがたが宿営する場所を捜 わたしはあなた あなたがたに わ れ あなた れれれは

たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は、ひとりもないで『この悪い世代の人々のうちには、わたしが、あなたがたの先祖『正の主は、あなたがたの言葉を聞いて怒り、誓って言われた、『玉』』とは、あなたがたの言葉を聞いて怒り、誓って言われた、『玉』

にむかって罪を犯しました。われわれの神、主が命じられたよ四」しかし、あなたがたはわたしに答えて言った、『われわれは主は身をめぐらし、紅海の道によって、荒野に進んで行きなさい』。 に与える。彼らはそれを所有とするであろう。go あなたがた。 さなごたち、およびその日にまだ善悪をわきまえないあなたがあなたがたが、かすめられるであろうと言ったあなたがたのお た、 四三その時、 の武器を身に帯びて、かるがるしく山地へ上って行こうとした。 たの子供たちが、そこにはいるであろう。 づけよ。彼はイスラエルにそれを獲させるであろう。゠゙゙゙゙゙゙゙゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ えているヌンの子ヨシュアが、そこにはいるであろう。 もまた、 えるであろう。 できるであろう。 あろう。 たがたは上って行ってはならない。また戦ってはならない。 たしはあなたがたのうちにいない。おそらく、あなたがたは あなたがたのゆえに、 撃ち へ上って行ったが、 \上って行ったが、四四その山地に住んでいるアモリびとのほ ちなたがたは聞かないで主の命令にそむき、ほしいままに 男 t 貝 t オー われわれは上って行って戦いましょう』。 るヌンの子ヨシュアが、そこにはいるであろう。彼を力でこにはいることができないであろう。三<おまえに仕いたがたのゆえに、わたしをも怒って言われた、『おまえ であろう。彼が踏んだ地を、わたしは彼とその子孫に与ったただエフンネの子カレブだけはそれを見ることが、 |敗られるであろう」]。 四三このようにわたしが告げた 主はわたしに言われた、『彼らに言いなさい、「あな わたしはそれを彼ら そして、 おのお 主ははま

> が、 そこにとどまった日数のとおりである。 がたを追いかけ、セイルで撃ち敗って、ホルマにまで及んだ。 てあなたがたは、日久しくカデシにとどまった。 あなたがたは帰ってきて、主の前で泣いたが、主はあなたがた 声を聞かず、あなたがたに耳を傾けられなかった。四~こうし あなたがたに向かって出てきて、はちが追うように、 あなたがたの あなた

五

の

#### 第二

争ってはならない。彼らの地は、足の裏で踏むほどでも、であろう。それゆえ、あなたがたはみずから深く慎み、五代である。 食物を買って食べ、また金で水を買って飲まなければならなか。 北に進みなさい。四おまえはまた民に命じて言え、「あなたがた」 たは既に久しくこの山を行きめぐっているが、身をめぐらしてを行きめぐっていたが、三主はわたしに言われた、三『あなたが て、領地とさせたからである。<br/>
<br/>
なあなたがたは彼らから金 ワッッ゚ットであるう。わたしがセイル山をエサウに与えたがたに与えないであろう。わたしがセイル山をエサウに与え ように、紅海の方に向かって荒野に進み入り、日久しくセイル山ーそれから、われわれは身をめぐらし、主がわたしに告げられた。 セ あなたの神、 それゆえ、あなたがたはみずから深く慎み、ま彼らと 主が、あなたのするすべての事において、

追い払い、これを滅ぼし、彼らに代ってそこに住んだ。主が賜まりは、むかしはセイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれをびとも、むかしはセイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを く、こまたアナクびとと同じくレパイムであると、みなされては大いなる民であって、数も多く、アナクびとのように背も高である。この(むかし、エミびとがこの所に住んでいた。この氏ない。ロトの子孫にアルを与えて、領地とさせたからた。また、 手が彼らを攻め、宿営のうちから滅ぼし去らてかれる。主が彼らに誓われたとおりである。 そこでわれわれはゼレデ川を渡った。「四カデシ・バルネアを出きあなたがたは、いま、立ちあがってゼレデ川を渡りなさい』。オーカディーは ときしいでは、モアブの荒野の方に向かって進んだ。ヵそのわれわれは転じて、モアブの荒野の方に向かって進んだ。ヵそのおりのはっては、これは、アファン・ファン わった所有の地に、イスラエルがおこなったのと同じである。)こ その世代のいくさびとはみな死に絶えて、宿営のうちにいなく いたが、モアブびとは、これをエミびとと呼んでいた。三ホリ たそれと争い戦ってはならない。彼らの地は、領地としてあな アラバの道を避け、 われわれは、 られたので、あなたは何も乏しいことがなかった」』。^^こうして なたを恵み、 てこのかた、ゼレデ川を渡るまでの間の日は三十八年であって、 からである。 主はわたしに言われた、『モアブを敵視してはならない。 あなたがこの大いなる荒野を通るのを、見守られた エサウの子孫でセイルに住んでいる兄弟を離れ、 あなたの神、 宿営のうちから滅ぼし去られたので、 エラテとエジオン・ゲベルを離れて進んだ。 主がこの四十年の間、あなたと共にお | 1 重まことに主の 彼 ら は ま

これのながこがみなるついに死に絶えた。

生物である。彼らはない。 これが、 これが、 これである。彼らは住んだ。 こここの事は、セイルに住んでいるエサウの子孫のためはされ、アンモンびとがこれを追い払って、彼らに代ってそこにのように背も高かったカ 主にうこっこっし さい。 呼んだ。三 この民は大いなる民であって数も多く、アナクびとょからである。しかし、アンモンびとは彼らをザムズミびとと 通ろうとしている。「ヵアンモンの子孫に近づく時、おまとは、しに言われた、「<『おまえは、きょう、モアブの領地たしに言われた、「<『おまえは、きょう、モアブの領地 ニュきょうから、 に住んでいたアビびとを滅ぼして、これに代ってそこに住んで またカフトルから出たカフトルびとは、ガザにまで及ぶ村々 のように背も高かったが、主はアンモンびとの前から、これを滅 パイムの国とみなされた。むかし、レパイムがここに住んでい アンモンの子孫の地を領地として、おまえに与えない。それを らを敵視してはならない。また争ってはならない。 せるであろう。 おまえの手に渡した。それを征服し始めよ。彼と争って戦え。 いる。)三のあなたがたは立ちあがり、進んでアルノン川を渡りない。 ホリびとを追い払い、これに代って今日までそこに住んでいる。 ロトの子孫に領地として与えたからである。こ○(これもまたレ いくさびとがみな民のうちから死に絶えたとき、「t主 わたしはヘシボンの王アモリびとシホンとその国とを、 彼らはおまえのうわさを聞いて震え、おまえのかれるいたしは全天下の民に、おまえをおびえ恐れさい。 おまえは わたしは よえは彼れる

れわれは彼のすべての町を収り、こう。
れわれは彼のすべての町ででの民とを撃ち殺した。三四その時、わとその子らと、そのすべての民とを撃ち殺した。三四その時、わとその子らと、そのすべての民とを襲されたので、われわれは彼 させた。こも『あなたの国を通らせてください。わたしは大路をから、ヘシボンの王シホンに使者をつかわし、平和の言葉を述べから、ペシボンの王シホンに使者をつかわし、平和の言葉を述べために苦しむであろう』。これそこでわたしは、ケデモテの荒野 地を自分のものとせよ』。三そこでシホンは、われわれを攻めとを、おまえに渡し始めた。おまえはそれを征服しはじめ、そのと る。三時に主はわたしに言われた、『わたしはシホンと、その地その心をかたくなにされたからである。今日見るとおりであ 渡って、われわれの神、主が賜わる地に行きます』。三〇しかし、にしたようにしてください。そうすれば、わたしはヨルダンを たが、WIII われわれの神、主が彼を渡されたので、われわれは彼なうとして、その民をことごとく率い、出てきてヤハズで戦った。 あなたの神、 せてください。徒歩で通らせてくださるだけでよいのです。 ヘシボンの王シホンは、われわれを通らせるのを好まなかった。 セイルに住むエサウの子孫と、アルに住むモアブびとが、わたし 分の物とした。 言れアル 主が彼をあなたの手に渡すため、その気を強くし、 ひとりをも残さなかった。三ヵただその ノンの谷のほとりにあるアロ 二九

> 子孫の地、すなわちヤボク川の全章、うよず『stown total table なわれわれに渡されたのである。 Et ただアンモンのことごとくわれわれに渡されたのである。 Et ただアンモンのことごとくわれわれに渡されたのである。 A オオオオの神 主が 攻めて取れなかった町は一つもなかった。われわせおよび谷の中にある町からギレアデに至るまで 、てわれわれの神、主が禁じられた所によびい地で子孫の地、すなわちヤボク川の全岸、および山地で子孫の地、すなわちヤボク川の全岸、および山地で および谷の中にある町からギレアデに至るまで、 主が禁じられた所には近寄らなかった。 わ . の れわれ

### 第

ベ

皆、高い石がきがあり、門があり、貫の木のある堅固な町であぬな、たが、いシャンにおけるオグの国である。m これらいは方であった、バシャンにおけるオグの国である。m これらいなかった町は一つもなかった。取った町は六十。アルゴブのなかった。ま の王オグと、そのすべての民を、われわれの手に渡されたので、に、彼にするであろう』。三こうしてわれわれの神、主はバシャンに、彼 その民をことごとく率い、出てきてエデレイで戦った。ニ時に行ったが、バシャンの王オグは、われわれを迎え撃とうとして、いったが、バシャンのますが、われわれを迎え撃とうとして、 時、われわれは彼の町々を、ことごとく取った。われわれた。われわれはこれを撃ち殺して、ひとりをも残さなかった。 と、そのすべての民と、その地をおまえの手に渡している。主はわたしに言われた、『彼を恐れてはならない。わた」」。 えはヘシボンに住んでいたアモリびとの王シホンにしたよう - そしてわれわれは身をめぐらして、バシャンの道を上げ このほかに石がきのない町は、非常に多かった。 ボート゚ のほかに石がきのない町は、非常に多かった。 ボード 。われわれが取ら アルゴブの全域 わたしは彼れ 五これらは われわ 。四その 一つて

こう側にいるアモリびとのふたりの王の手から、アルノン川かわれが獲て自分の物とした。< その時われわれはヨルダンの向われが獲て自分の物とした。< その時われわれはヨルダンの向し、そのすべての家畜と、その町々からのぶんどり物とは、われし、そのすべてのなど。 て、バシャンをハボテ・ヤイルと名づけた。この名は今日にまでシュルびとと、マアカびとの境にまで達し、自分の名にしたがっ の全地とは、マナセの半部族に与えた。すなわちアルゴブの全地がある。またギレアデの残りの地と、オグの国であったバシャンと、その町々とは、ルベンびとと、ガドびととに与えた。これ りの生存者であった。彼の寝台は鉄の寝台であった。これは今せいぞんしゃ。こう(バシャンの王オグはレパイムのただひととごとく取った。こ(バシャンの王オグはレパイムのただひと) 川のほとりのアロエルから始まる地と、ギレアデの山地の半ばが 三その時われわれは、この地を獲た。そしてわたしはアルノン ビト尺で、長さ九キュビト、 地方である。 なおアンモンびとのラバにあるではないか。これは普通のキュ なわち高原のすべての町、ギレアデの全地、バシャンの全地、サージのは、サージのは、サージのは、 リオンと呼び、アモリびとはこれをセニルと呼んでいる。) ioす すべての ルカおよびエデレイまで、バシャンにあるオグの国の町々をこ らヘルモン山までの地を取った。n(シドンびとはヘルモンをシ へシボンの王シホンにしたように、これらを全く滅ぼし、 マナセの子ヤイルは、 町の男、女および子供をことごとく滅ぼした。 (その バシャンの全地はレパイムの国と唱えられば、 彼の寝台は鉄の寝台であった。これは今いましただ。 幅四キュビトである。 アルゴブの全地方を取って、ゲ 七 その ただ

人々に先立って、渡って行かなければならない。「ヵただし、 神みか 主がこのふたりの王に行われたすべてのことを見た。主はまたしはヨシュアに命じて言った、『あなたの目はあなたがたの神な あなたがたに与えた領地に帰ることができる』。三 その時わた地を獲るようになったならば、あなたがたはおのおのわたしがもまたヨルダンの向こう側で、あなたがたの神、主が与えられるもまたヨルダンのゆ これに与えて、東の方ピスガのふもとに達せしめた。 境であるヤボク川にまで達せしめた。」もまたヨルダンを境と あろう。 られたように、あなたがたの兄弟にも安息を与えられて、 持っているのを知っている。) 10 主がすでにあなたがたに与え まらなければならない。 なたがたの妻と、子供と、家畜とは、わたしが与えた町々にとど ら、あなたがた勇士はみな武装して、兄弟であるイスラエル - ^ その時わたしはあなたがたに命じて言った、『あなたがた でを与え、その川のまん中をもって境とし、またアンモンびとのできた。 - ベルベンびとと、ガドびととには、ギレアデからアルノン川ま なたがたのために戦われるからである あなたが渡って行くもろもろの国にも、 して、キンネレテからアラバの海すなわち塩の海まで、アラバを およんでいる。)」ままたわたしはマキルにはギレアデを与えた。 主はこの地をあなたがたに与えて、これを獲させられるか == 彼らを恐れてはならない。 (わたしはあなたがたが多くの家畜を あなたがたの神、 同じように行われるで  $\mathcal{O}$ 

こまである事と、あなたの強い手とを、たった今、しもべに示した。 といかられました。天にも地にも、あなたのようなわざをなし、あなたのような力あるわざのできる神が、ほかにありましょうか。 はしてください。これしにヨルダンを渡って行かせ、その向こう側の良い地、あの良い山地、およびレバノンを見ることのできるようにしてください。これとかった。そして主はわたしに言ってはならない。これとかった。そして主はわたしに言ってはならない。これおまえはピスガの頂に登り、目をあげに言ってはならない。これおまえはピスガの頂に登り、目をあげに言ってはならない。これおまえはピスガの頂に登り、目をあげたができないからである。こへしかし、おまえはヨシュアに命とができないからである。こへしかし、おまえはコシュアに命とができないからである。こへしかし、おまえはコシュアに命と、彼を励まし、彼を強くせよ。彼はこの民に先立って渡って行た。 われわれはベテペオルに対する谷にとどまっていた。

### 第匹章

いって、それを自分のものとすることができよう。こわたしがあ生きることができ、あなたがたの先祖の神、主が賜わる地にはきてとを聞いて、これを行いなさい。そうすれば、あなたがたはっイスラエルよ、いま、わたしがあなたがたに教える定めと、おってスラエルよ、いま、わたしがあなたがたに教える定めと、おってスラエルよ、いま、わたしがあなたがだに教える定めと、おって、それを自分のものとすることができよう。これでは、おりのでは、おりのできます。

なたがたに命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてならない。わたしが命じるあなたがたの神、主の命令を守ることのできるためである。三あなたがたの目は、主がバアル・ペオルで行われたことを見た。ペオルのバアルに従った人々は、あなたの神、主がことごとく、あなたのうちから滅ぼしつくされたのである。四しかし、あなたがたの神、主につき従ったあなたがたは皆、きょう、生きながらえている。五わたしはわたしの神、主が命じられたとおりに、定めと、おきてとを、あなたがたに教える。あなたがたがはいって、自分のものとする地において、そえる。あなたがたがはいって、自分のものとする地において、それがたは皆、きょう、生きながらえている。五わたしはわたしの神、主が命じられたとおりに、定めと、おきてとを、あなたがたに教わればならない。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、まければならない。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、まければならない。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、また知識を示す事である。彼らは、このもろもろの定めを聞いて、でいた。といいでは、またがたいである。というないにはならない。また減らしている。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、またがからない。これは、もろもろの民にあなたがたの知恵、またがたいなる国民は、まことに知恵あり、知識ある民である』と言うであろう。

らの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのことらの事をあなたの心から離してはならない。またであるであろうか。 < また、いずれの大いなる国民に、おる神があるであろうか。 < また、いずれの大いなる国民に、おる神があるであろうか。 < また、いずれの大いなる国民に、おうな正しい定めと、おきてとがあるであろうか。ような正しい定めと、おきてとがあるであろうか。ような正しい定めと、おきてとがあるであろうか。ような正しい定めと、おきてとがあるであろうか。ような正しい定めと、おきてとがあるであろうか。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあなたの心から離してはならない。またそれらのこともの事をあるである。

あなたがたが渡って行って自分のものとする地で、 行わせるたしに命じて、あなたがたに定めと、おきてとを教えさせられた。 が、あなたがたは言葉の声を聞いたけれども、声ばかりで、なん が、山は火で焼けて、その炎は中天に達し、暗黒と雲と濃い雲が、 やま ひ や ほのお ちゅうてん たっ あんこく くも こ くも よう』。こそこであなたがたは近づいて、山のふもとに立った ことを学ばせ、 ブにおいて、あなたの神、主の前に立った日に、主はわたしに言 はそれを二枚の石の板に書きしるされた。「mその時、主はわた に、あなたがたに命じられた。それはすなわち十誠であって、主 とがあった。三時に主は火の中から、 言葉を聞かせ、地上に生きながらえる間、彼らにわたしを恐れる。 の形も見なかった。ここ主はその契約を述べて、それを行うようかだらみ われた、『民をわたしのもとに集めよ。わたしは彼らにわたしの であった。 あなたの子 またその子供を教えることのできるようにさせ 孫に知らせなければならない。 1○ あなたがホ あなたがたに語られた

「ヨそれゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならない。男または女の像を造ってはならない。日かのために、どんな形の刻んだ像をも造ってはなら誤って、自分のために、どんな形の刻んだ像をも造ってはならい。ホレブで主が火の中からあなたがたに語られた日に、あなたがたはなるの形も見なかった。「木それであなたがたは道をたがたはなんの形も見なかった。「木それであなたがたは道をたがたはなるので、どんな形の刻んだ像をも造ってはならい。」ない、カンブで主が火の中からあなたがたに語られた日に、あない、ホレブで主が火の中からあなたがたに語られた日に、あない、ホレブで主が火の中からあなたがたはみずから深く慎まなければならな「ヨそれゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならな「ヨそれゆえ、あなたがたはみずから深く慎まなければならな「ヨ

とができず、全く滅ぼされるであろう。ニセ主はあなたがたをといてきず、全く滅ぼされるであろう。ニセ主はあなたがたを保つこまち全滅するであろう。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちする。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちする。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちする。あなたがたはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちずる。あなたがたがおはヨルダンを渡って行って獲る地から、たちずる。あなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道ニュあなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道ニュあなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道ニュあなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道ニュカなたがたが子を生み、孫を得、長くその地におるうちに、道

た

帰ってその声に聞きしたがうならば、三 あなたの神、主はいつかれての事が、あなたに臨むとき、もしあなたの神、主に立ちのすべての事が、あなたに臨むとき、もしあなたの神、主に立ちであろう。三〇後の日になって、 あなたがなやみにあい、 これら ろう。 神、主がエジプトにおいて、あなたがたの目の前に、あなたがた紫にかってあったであろうか。 100 あるいはまた、 あなたがたのな III 試みにあなたの前に過ぎ去った日について問え。神が地上ず、またあなたの先祖に誓った契約を忘れられないであろう。 られる神の声をあなたが聞いたように、 うなことを聞いたことがあったであろうか。 III 火の中から語 に人を造られた日からこのかた、天のこの端から、 とも、食べることも、かぐこともない木や石の神々に仕えるであ 三くその所であなたがたは人が手で作った、見ることも、 くしみの深い神であるから、 国々に散らされるであろう。そして主があなたがたを追いない。 き事とをもって臨み、 であろう。三〇後の日になって、 れる国民のうちに、あなたがたの残る者の数は少ないであろう。 しき たex ?こ ?ためにもろもろの事をなされたように、 かつてこのように大いなる事があったであろうか。このよ 精神をつくして、主を求めるならば、 分の民とされた神が、 強い手と、伸ばした腕と、 一つの国民を他の国民のうちから引き出 、あなたを捨てず、 かつてあったであろうか。 聞いてなお生きていた 主を求め、 試みと、しるしと、 あなたは主に会う あなたを滅ぼさ 大いなる恐るべ かの端まで もし心を 神が地上 聞くこ こいやら 五

上は天、下は地において、主こそ神にいまし、ほかに神のないこれゆえ、あなたは、きょう知って、心にとめなければならない。 とを。 れた。 丁々 (Marsily ) ・・。 かこ うら まちまち してい 東の方に三つの四 それからモーセはヨルダンの向こう側、東の方に三つの四 それからモーセはヨルダンの向こう側、東の方に ほう 子孫はさいわいを得、あなたの神、主が永久にあなたに賜わるしまれるいわいを得、あなたの神、しゅればまらなを守らなければならない。そうすれば、あなたとあなたの後の ら追い払い、あなたをその地に導き入れて、これを嗣 アデのラモテを、 命を全うさせるためであった。四三すなわちルベンびとのためいのを含まっと 隣人を殺した者をそこにのがれさせ、その町の一つにのリネヒンム ヒッム まっ 町々を指定した。四三過まちまちしてい 地において、長く命を保つことができるであろう」。 あなたに与えようとされること、今日見るとおりである。 Ξπ そ あなたよりも大きく、かつ強いもろもろの国民を、あなたの前かい。 なる力をもって、 は天からその声を聞かせ、地上では、またその大いなる火を示さ ことを知らせるためであった。三、あなたを訓練するため なたにこの事を示したのは、主こそ神であって、ほかに には荒野の中の高地にあるベゼルを、 はあなたの先祖たちを愛されたので、その後の子孫を選び、大いはあなたの先祖たちを愛されたので、その後の子孫を選び、大い 四〇あなたは、きょう、 あなたはその言葉が火の中から出るのを聞いた。ヨセ みずからあなたをエジプトから導き出し、三へ マナセびとのためにはバシャンのゴランを定 去の恨みによるのではなく、 わたしが命じる主の定めと命令とこそ神にいまし、ほかに神のないこ ガドびとのためにはギレ kk ひこうこうたまれるたとあなたとあなたの後ののち あやまって 業として いがれて、 のな

こう側、東の方におった。四<彼らの獲た地はアルノン川のほとを獲た。このふたりはアモリびとの王であって、ヨルダンの向を獲た。このふたりはアモリびとの王であって、ヨルダンの向はこれを撃ち敗って、四+その国を獲、またバシャンの王オグの国は、トーセとイスラエルの人々が、エジプトを出てきた時、いたが、モーセとイスラエルの人々が、エジプトを出てきた時、 ヨルダンの向こう側、アモリびとの王シホンの国のベテペオル述べたあかしと、定めと、おきてとはこれである。四<すなわちの ヨルダンの東側のアラバの全部をかねて、アラバの海に達し、grupustante サイボットのです。 まる たっちょう かっき かっき かっぱん りにあるアロエルからシリオン山すなわちヘルモンに及び、図れ ピスガのふもとに及んだ。 に対する谷においてこれを述べた。シホンはヘシボンに住んで gm イスラエルの人々がエジプトから出たとき、モーセが彼らに セがイスラエルの人々の前に示した律法はこれであ ર્ટે

八

主はホレブで、われわれと契約を結ばれた。三主はこの契約をわります。 おきてを聞き、これを学び、これを守って行え。こわれわれの神、 るわれわれすべての者と結ばれた。四主は山で火の中から、あなるわれわれすべての者と結ばれた。四主は山で火の中から、あな 「イスラエルよ、きょう、わたしがあなたがたの耳に語る定めと、 たがたと顔を合わせて語られた。
玉その時、 さてモーセはイスラエルのすべての人を召し寄せて言った、 れの先祖たちとは結ばず、きょう、ここに生きながらえてい わたしは主とあなた

> る。 たは火のゆえに恐れて山に登ることができなかったからであ がたとの間に立って主の言葉をあなたがたに伝えた。 主は言われた、 あなたが

\*『わたしはあなたの神、主であって、

あなたをエジプトの

の、どのような形をも造ってはならない。ヵそれを拝んではならにあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもの 奴隷の家から導き出した者である。 を守る者には恵みを施して千代に至るであろう。 ない。またそれに仕えてはならない。 ± あなたはわたしのほかに何ものをも神としてはならな あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。上は あなたの神、 主であるわ 天ん

家畜も、あなたの門りなたのむすこ、娘、ト 安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなためなどのわざをしなければならない。「四七日目はあなたの神、のわざを 三安息日を守ってこれを聖とし、あなたの神、
。
なんでくに
ないます
ない。 じられたようにせよ。 == 六日のあいだ働いて、 名をみだりに唱える者を罰しないではおかないであろう。 してあなたのしもべ、はしためを、あなたと同じように休ませな あなたの門のうちにおる他国の人も同じである。 しもべ、はしため、牛、 主があなたに あなたのすべて あなたも、 もろもろの 主<sup>しゅ</sup>の

こあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。

主はその

 $\mathcal{O}$ 

ある。 それゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのでそれゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのでそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。あったが、あなたの神、主が強い手と、伸ばした腕とをもって、あったが、あなたの神、主が強い手と、伸ばした腕とをもって、ければならない。「ぁ あなたはかつてエジプトの地で奴隷でければならない。「ぁ あなたはかつてエジプトの地で奴隷で

Tもあなたは殺してはならない。

れいを得ることのできるためである。

れいを得ることのできるためである。

れいを得ることのできるためである。

なたの神、主が賜わる地で、あなたが長く命を保ち、さいえ。あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く命を保ち、さいえ。あなたの神、主が命じられたように、あなたの父と母とを敬い、あなたの神、とりはは、「ofestion」というというできない。

「n あなたは盗んではならない。 「n あなたは盗淫してはならない。

を、われわれに示されて、われわれは火の中から出るその声を聞きました。きょう、われわれは神が人と語られ、しかもなおそのきました。きょう、われわれは神が人と語られ、しかもなおそのきならないでしょうか。この大いなる火はわれわれを焼き滅ぼばならないでしょうか。この大いなる火はわれわれを焼き滅ぼばならないでしょうか。この上なおわれわれの神、主の声を聞くならば、われわれは死んでしまうでしょう。これおよそ肉なるくならば、われわれは死んでしまうでしょう。これおよそ肉なるかのように聞いてなお生きている者がありましょうか。こもあれのように聞いてなお生きている者がありましょうか。こもあなたはどうぞ近く進んで行って、われわれの神、主がありましょうか。こもあなたはどうぞ近く進んで行って、われわれの神、主がありましょうか。こもあなたはどうぞ近く進んで行って、われわれの神、主がありましょうか。こもあれのようでしまうでしょう。これわれることをみな聞き、われわれの神、主があなたにお告げになることをすべてわれわれに告げてください。われわれは聞いて行いますべてわれわれに告げてください。われわれは聞いて行います。

はこれを彼らに教え、わたしが彼らに与えて獲させる地においない。 ままえはこの所でわたしの子ばに立て、わたしはすべての命令と、定めと、おきてとをおまえに告げ示すであろう。おまえはこれを彼らがわれた、『わたしはこの民がおまえに語った。、「あなたがたはおのおのその天幕に帰れ」と言え。三しからに、「あなたがたはおのおのその天幕に帰れ」と言え。三しからに、「あなたがたはおのおのその天幕に帰れ」と言え。三しからに、「あなたがたはおのおのその天幕に帰れ」と言え。三しからに、「あなたがたはおのおのそがである。三のおまえは行って彼にさいわいを得るにいたることである。三のおまえは行って彼らに、おまえはこの所でわたしのそばに立て。わたしはすべての命令と、定めと、おきてとをおまえに告げ示すであろう。おまえはこれを彼らに教え、わたしが彼らに与えて獲させる地においばこれを彼らに教え、わたしが彼らに与えて獲させる地においる。これを彼らに教え、わたしが彼らに与えて獲させる地においた。

### 第六章

主を愛さなければならない。<きょう、わたしがあなたに命じると、は心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、なたは心をつくし、精神をつくし、力をつくして、あなたの神、ロイスラエルよ聞け。われわれの神、主は唯一の主である。ェあ四イスラエルよ

とに書きしるさなければならない。
とに書きしるさなければならない。
とに書きしるさなければならない。「など、おなたの子につけてしるしとし、あなたの目の間に置いて覚えとし、またあなたの子につけてしるしとし、あなたの目の間に置いて覚えとし、またあなたの子にからの言葉をあなたの心に留め、「努めてこれをあなたの子とに書きしるさなければならない。

○ あなたの神、主は、あなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコで向かって、あなたに与えると誓われた地に、あなたをはいらさせ、三 あなたが満たしたものでないもろもろの良い物を満たさせ、三 あなたが満たしたものでないもろもろの良い物を満たさせ、三 あなたが満たしたものでないもろもろの良い物を満たさせ、三 あなたが満たしたものでないおどう畑とオリブの畑とを得させ、あなたが植えたものでないぶどう畑とオリブの畑とを得させ、あなたはみずから慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出されたなたはみずから慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出されたなたはみずから慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出されたなたはみずから慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出されたなたはみずから慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出されたなたはみずなわち周囲の民の神々に従ってはならない。三の本の神々すなわち周囲の民の神々に従ってはならない。三のあなたがたは他たがなが、その名をさして誓わなければならない。「四あなたがたは他たながなが、というない。」の神々すなわち周囲の民の神々に従ってはならない。「四あなたがたは他たながなが、またのうちにおられるあなたの神、主はねたむ神であるから、おそたのうちにおられるあなたの神、主はねたむ神であるから、おそたのうちにおいて終りを発し、地のおもてからあなたを減らく、あなたに向かって怒りを発し、地のおもてからあなたを減らく、あなたの神、主はねたむ神であるから、おそがなが、あなたに向かって怒りを発し、地のおもてからあなたを減らく、あなたの神、主はねたむ神であるから、おそがなが、またいではならない。

みてはならない。「セーあなたがたの神、主があなたがたに命じら「ポーターあなたがたがマッサでしたように、あなたがたの神、主を試って

れた命令と、あかしと、定めとを、努めて守らなければならない。

導き出された。三主はわれわれの目の前で、大きな恐ろしいしぬもで、だいない、主は強い手をもって、われわれをエジプトから奴隷であったが、主は強い手をもって、われわれをエジプトからとれい 命令をわれわれの神、主の前に守って行うならば、それはわれわいれた。 われわれをそこから導き出し、かつてわれわれの先祖に誓われるしと不思議とをエジプトと、パロとその全家とに示され、三 定めと、おきてとは、なんのためですか』。 三 その時あなたはそ う、『われわれの神、主があなたがたに命じられたこのあかしと、 たの敵を皆あなたの前から追い払われるであろう。 た今日のように、主がわれわれを守って命を保たせるためであ のすべての定めを行えと、われわれに命じられた。これはわれ た地にはいらせ、 の子に言わなければならない。『われわれはエジプトでパロの ることができるであろう。「ヵまた主が仰せられたように、 なたの先祖に誓われた、あの良い地にはいって、自分のものとす ればならない。そうすれば、あなたはさいわいを得、かつ主があ れの義となるであろう』。 る。三五もしわれわれが、 IO 後の日となって、 「ヘあなたは主が見て正しいとし、良いとされることを行わなけ 主を恐れて、われわれが、つねにさいわいであり、 それをわれわれに賜わった。「四そして主はこ あなたの子があなたに問うて言うであろ 命じられたとおりに、このすべて ま  $\sigma$ 

ーあなたの神、 てはならない。あなたの娘を彼のむすこに与えてはならない。に何のあわれみをも示してはならない。『また彼らと婚姻をしければならない。彼らとなんの契約をもしてはならない。彼らければならない。彼ら 渡して、これを撃たせられる時は、あなたは彼らを全く滅ぼさないはらわれる時、ニすなわちあなたの神、主が彼らをあなたに追いはらわれる時、ニすなわちあなたの神、主が彼らをあなたにあなたよりも数多く、また力のある七つの民を、あなたの前からあなたよりも数多く、また力のある七つの民を、あなたの前から 地のおもてのすべての民のうちからあなたを選んで、ためなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたになるたけある。かなたになった。 すなわち彼らの祭壇をこぼち、その石の柱を撃ち砕き、そのアシしろ、あなたがたはこのように彼らに行わなければならない。 に仕えさせ、そのため主はあなたがたにむかって怒りを発し、すらがあなたのむすこを惑わしてわたしに従わせず、ほかの神々らがあなたのむすこを惑わしてわたしに従わせず、ほかの神々がなる。 ラ像を切り倒し、その刻んだ像を火で焼かなければならない。 みやかにあなたがたを滅ぼされることとなるからである。ヵ かれの娘をあなたのむすこにめとってはならない。四それは彼れ ナンびと、ペリジびと、ヒビびと、およびエブスびと、 れ、 の民とされた。

・主があなたがたを愛し、あなたがたを選ばれた 、多くの国々の民、あなたの神、主が、まま、くにぐに、たみ、ため神、主が、 あなたがたがどの国民よりも数が多かったからではない ヘテびと、ギルガシびと、アモリびと、 あなたの行って取る地にあなたを導き入 あなたの神、主いかみ、しゅ ほかの神々かみがみ すなわち

牛の子、羊の子を増されるであろう。1四あなたは万民にまさっなたの子女を祝福し、あなたの地の産物、穀物、酒、油、またいたの子女を祝福し、あなたの地の産物、穀物、酒、油、また を愛し、その命令を守る者には、契約を守り、恵みを施して千代い。あなたの神、主は神にましまし、真実の神にましまして、彼い出されたのである。πそれゆえあなたは知らなければならない出されたのである。π 報いられる。こ それゆえ、きょうわたしがあなたに命じる命令をといる。 主は自分を憎む者には猶予することなく、めいめいに を導き あった。<ただ主があなたがたを愛し、またあなたがたの先祖にあなたがたはよろずの民のうち、もっとも数の少ないもので в 主はまたすべての病をあなたから取り去り、 に及び、このまた彼を憎む者には、めいめいに報いて滅ぼされる。 誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手をもってあなたがたい。 みを施されるであろう。 | = あなたを愛し、あなたを祝福し、あ たの神、主はあなたの先祖たちに誓われた契約を守り、いつくし 三 あなたがたがこれらのおきてを聞いて守り行うならば、 と、定めと、おきてとを守って、これを行わなければならない。 者にそれを臨ませられるであろう。 |福されるであろう。あなたのうち、男も女も子のないもの 出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から、 のエジプトの悪疫にかからせず、 またあなたの家畜にも子のないものはないであろう。こ - 六あなたの神、 ただあなたを憎むすべ あなたの知って あがな 主があ あな

のわなとなるからである。ならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたなだに渡される国民を滅ぼしつくし、彼らを見てあわれんではなだに渡される国民を滅ぼしつくし、彼らを見てあわれんでは

たの神、 であろう。ここしかし、あなたの神、主は彼らをあなたに渡し、大いならない。そうでなければ、野の獣が増してあなたを害するはならない。そうでなければ、野の獣が増してあなたを害する 払われるであろう。あなたはすみやかに彼らを滅ぼしつくしてはられるであろう。 う。三 あなたは彼らを恐れてはならない。あなたの神、主であお残っている者と逃げ隠れている者を滅ぼしつくされるであろ ち、あなたが目で見た大いなる試みと、しるしと、不思議と、 <彼らを恐れてはならない。あなたの神、主がパロと、すべてのタネル た彼らの王たちをあなたの手に渡されるであろう。 いなる混乱におとしいれて、ついに滅ぼされるであろう。 三のなたの神、主はこれらの国民を徐々にあなたの前から追いいる。 る大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるからである。 二〇あなたの神、主はまた、くまばちを彼らのうちに送って、 もって、あなたを導き出されたのである。またそのように、あな い手と、伸ばした腕とを覚えなさい。 ら、どうしてこれを追い払うことができようか』と言うの 15 あなたは心のうちで『これらの国民はわたしよりも多いか らの名を天の下から消し去るであろう。 エジプトびととにされたことを、よく覚えなさい。「ヵすなわ 主はあなたが恐れているすべての民にされるであろう。 あなたの神、主はこれらを あなたに立ちむかうも あなたの神、 あなたは 三四ま

持ちこんで、それと同じようにあなた自身も、のろわれたものとらわれるものだからである。ニャあなたは忌むべきものを家に らない。それはのろわれたものだからである。 なってはならない。あなたはそれを全く忌みきらわなければな によって、 自分のものにしてはならない。そうでなければ、あなたはこれ れに着せた銀または金をむさぼってはならない。 あなたは彼らの神々の彫像を火に焼かなければならない。 のはなく、 わなにかかるであろう。これはあなたの神が忌みき あなたはついに彼らを滅ぼすにいたるであろう。 これを取って 五五 そ

### 第八章

ことができ、かつふえ増し、主があなたがたの先祖に誓われた地守って行わなければならない。そうすればあなたがたは生きるい。 すべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめあなたの神、主がこの四十年の間、荒野であなたを導かれたそのあなたの神、主がこの四十年の間、荒野であなたを導かれたその - わたしが、きょう、命じるこのすべての命令を、 を引む、どうかを知るためであった。三それで主はあなたを苦るか、どうかを知るためであった。三それで主 知らなかったマナをもって、 しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも にはいって、それを自分のものとすることができるであろう。ニ まめなたを試み、あなたの心のうちを知り、あなたがその命令のなたを試み、あなたの心のうちを知り、あなたがその命られなべての道を覚えなければならない。 それはあなたを苦しめ あなたを養われた。人はパンだけ あなたがたは

> に欠けることなく、なんの乏しいこともない地である。その地に欠けることなく、なんの乏しいこともない地である。その地地、油のオリブの木、および蜜のある地、ヵあなたが食べる食物が、カカる地、ハ小麦、大麦、ぶどう、いちじく及びざくろのある淵のある地、ハ小麦、大麦、ぶどう、いちじく及びざくろのある。そこは谷にも山にもわき出る水の流れ、泉、およびらである。そこは谷にも山にもわき出る水の流れ、泉、およびらである。そこは谷にも山にもわき出る水の流れ、泉、およびらである。そこは谷にも山にもわき出る水の流れ、泉、およびらである。 ことを感謝するであろう。 主の命令を守り、その道に歩んで、彼を恐れなければならない。を訓練されることを心にとめなければならない。☆あなたの神、気がない。☆あなたの神、気がない。☆あなたの神、気がない。☆あなたの神、気がない。☆ の石は鉄であって、その山からは銅を掘り取ることができる。こ せそれはあなたの神、 たはまた人がその子を訓練するように、あなたの神、主もあなた なたの着物はすり切れず、あなたの足は、はれなかった。 エ あな ることをあなたに知らせるためであった。四この四十年の間、あることをあなたに知らせるためであった。四この四十年の間、あ では生きず、人は主の口から出るすべてのことばによって生き 主があなたを良い地に導き入れられるか

るとき、「四おそらく心にたかぶり、あなたの神、主を忘れるでみ、「三また牛や羊がふえ、金銀が増し、持ち物がみな増し加わみ、「三また牛や羊がふえ、金銀が増し、持ち物がみな増し加わ ければならない。三あなたは食べて飽き、麗しい家を建てて住めとを守らず、あなたの神、主を忘れることのないように慎まなめ。 あろう。 I あなたは、きょう、わたしが命じる主の命令と、おきてと、 あなたを導いて、あの大きな恐ろしい荒野、すなわち火のへび さそりがいて、水のない、 主はあなたをエジプトの地、 かわい た地を通り、 奴隷の家から導き出し、ことがいいえ あなたのため

五

でんじょう できな こうこう こうにん となっています しょう できなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約 富を得た』と言ってはならない。「ハあなたはあなたの神、主を富を得た』と言ってはならない。「ハあなたはあなたの神、主をなる。 という なたは心のうちに『自分の力と自分の手の働きで、わたしはこのなたは心のうちに『自分の力と自分の手の働きで、わたしはこのはあて、ついにはあなたをさいわいにするためであった。「tあ なたがたも滅びるであろう。あなたがたの神、主の声に従わな主があなたがたの前から滅ぼし去られる国々の民のように、あがたに警告する。——あなたがたはきっと滅びるであろう。10 がたに警告する。 これに仕え、これを拝むならば、 を今日のように行うために、あなたに富を得る力を与えられる であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、 からである。 からである。 - 丸もしあなたの神、 ――わたしは、きょう、 主を忘れて他の神々に従い、 あなたを あなた

四

### 第九章

渡って行って、あなたよりも大きく、かつ強い国々を取ろうとし - イスラエルよ、聞きなさい。あなたは、きょう、ヨルダンを とができようか』と人の言うのを聞いた。゠それゆえ、あなたは、 た背が高い。 ている。 あなたの知っているアナクびとの子孫であって、大きく、ま その町々は大きく、石がきは天に達している。こその民 あなたはまた『アナクの子孫の前に、だれが立つこ

> らをあなたの前に屈伏させられるであろう。 進まれることを知らなければならない。 \ <u>`</u> れたように、彼らを追い払い、すみやかに滅ぼさなければならな きょう、あなたの神、主は焼きつくす火であって、あなたの前 主は彼らを滅ぼし、 主があなたに言わ

追い払われるのである。これようぎょうないならをあなたの前からの国々の民が悪いから、あなたの神、主は彼らをあなたの前からの国々の民が悪いから、あなたの心がまっすぐだからでもない。これには、「ない」という 国々の民が悪いから、主はこれをあなたの前から追い払われる導き入れてこれを獲させられた』と言ってはならない。このならは心のなかで『わたしが正しいから主はわたしをこの地になたは心のなかで『わたしが正しいから は荒野であなたの神、主を怒らせたことを覚え、それを忘れてはを知らなければならない。 あるたに引 を言え、それを忘れてはを知らなければならない。 あるたに引 キュー・ たがたが主を怒らせたので、主は怒ってあなたがたを滅ぼそう \*それであなたは、あなたの神、主があなたにこの良い地を与えいます。 イサク、ヤコブに誓われた言葉を行われるためである。追い払われるのである。これは主があなたの先祖アブラハム、 のである。πあなたが行ってその地を獲るのは、あなたが正しい とされた。πわたしが石の板すなわち主があなたがたと結ば るまで、いつも主にそむいた。^またホレブにおいてさえ、あな てこれを得させられるのは、 あなたの神、主があなたの前から彼らを追い払われた後に、 あなたは強情な民である。せあなたい、あなたが正しいからではないこと

7 七

上には、集会の日に主が山で火の中から、あなたがたに告げらえ、しゅうかい、ローじゅ、やま、ローながあるというであって書きしるした石の板二枚をわたしに授けられた。そので、コール・コール・コール・コール・コール くも離れて、 山にいて、パンも食べず水も飲まなかった。
\*\*\* の 板を受けるために山に登った時、いたのである。 鋳た像を自分たちのために造った』。 わ った。10主は神の牝れたしは四十日四十 の。四指導十

強情な民である。「四わたしを止めるな。わたしは彼らを滅ぼいらとよう。 なま 主はまたわたしに言われた、『この民を見るのに、これは」。 て山を降りたが、山は火で焼けていた。契約の板二枚はわたしやままでです。これである国民としよう』。」まそこでわたしは身をめぐらしかっまま 子牛を造って、主が命じられた道を早くも離れたので、まわた なたがたの神、主にむかって罪を犯し、自分たちのために鋳物のいまない。 し、彼らの名を天の下から消し去り、おまえを彼らよりも強く、 の両手にあった。「<そしてわたしが見ると、 はその二 は でこれを砕いた。「<そしてわたしは前のように四十日の二枚の板をつかんで、両手から投げ出し、あなたがたの なたがたが主の目の前に悪をおこない、 主の前にひれ伏し、パンも食べず、水も飲まなかった。 あなたがたは、 罪を犯して主 あ

> あなたがたが造って罪を得た子牛を取り、それを火で焼き、それが、わたしはその時もまたアロンのために祈った。三 わたしは 主はまた、はなはだしくアロンを怒って、彼を滅ぼそうとされたしは恐れたが、その時もまた主はわたしの願いを聞かれた。こ 下る谷川に投げ捨てた。 を撃ち砕き、よくひいて細かいちりとし、 を怒らせたすべての罪 憤りを起し、あなたがたを怒って滅ぼそうとされたの その時もまた主はわたしの願いを聞かれた。こ によるのである。 そのちりを山から流 主じゅ は 怒りを で、 発し、 わた

き従わなかった。三四わたしがあなたがたを知ったその日からたがたの神、主の命令にそむき、彼を信ぜず、また彼の声に聞なたがたの神、主の命令にそむき、彼を信ぜず、また彼の声に聞いたがたなかれた。ところが、あなたがたはああなたがたをつかわそうとされた時、『上って行って、わたしがあなたがたをを怒らせた。三二また主はカデシ・バルネアから、いてもまた主を怒らせた。三 出されたあなたの民、あなたの嗣業を滅ぼさないでください。ニャーのようななのであがない、強い手をもってエジプトから導きいなる力をもってあがない、強い手をもってエジプトから導き ある。エペわたしは主に祈って言った、『主なる神よ、あなたが大い 〒 そしてわたしは、さきにひれ伏したように、四十 このかた、 三 あなたがたはタベラ、マッサおよびキブロテ・ハッタワに の前にひれ伏した。主があなたがたを滅ぼすと言われたからで あなたがたはいつも主にそむいた。 ヤコブを覚えてくださ 目ち 四十夜、 主しゅ

てモセラに着いた。

アロンはその所で死んでそこに葬られ、

で

だので、 約束した地に彼らを導き入れることができず、また彼らを憎んやくやく ちょう かま みきで いあなたがわれわれを導き出された国の人はおそらく、「主は、あなたがわれわれを導き だっぱい が大いなる力と伸ばした腕とをもって導き出されたのです』。 IR しかし彼らは、あなたの民、あなたの嗣 業であって、あなた ない。 彼らを導き出して荒野で殺したのだ」と言うでしょう。

降り、その板を、わたしが作った箱におさめた。 今なおその中これたしに授けられた。 虽それでわたしは身をめぐらして山からわたしに授けられた。 まそれでわたしは身をめぐらして山から て、かの集会の日に山で火の中からあなたがたに告げられた切って作り、その二枚の板を手に持って山に登った。四主はかつはアカシヤ材の箱一つを作り、また前のような石の板二枚をはアカシヤ材の箱 板二枚を切って作り、山に登って、わたしのもとにきなさい。まって、の時、主はわたしに言われた、『おまえは、前のような石のした。』 はアカシヤ材の箱一つを作り、また前のような石の板二枚をえはそれをその箱におさめなければならない』。=そこでわたし 十誡を書きしるされたように、その板に書きしるし、 (こうしてイスラエルの人々はベエロテ・ベネ・ヤカンを出立) 主がわたしに命じられたとおりである。 それを主は

> 部族を選んで、主の契約の箱をかつぎ、主の前に立って仕え、まぶぜく ぱら けいがく はい この地には多くの水の流れがあった。 < その時、主はレビのた。 この地には多くの水の流れがあった。 < その時、主はレビの 出立してグデゴダに至り、グデゴダを出立してヨテバーリョったっとの子エレアザルが彼に代って祭司となった。セま・ た主の名をもって祝福することをさせられた。この事は今日 みずからが彼の嗣業であった。) 嗣業もない。あなたの神、主が彼に言われたとおり、 に代って祭司となった。セまたそこを タに着

精神をつくしてあなたの神、主に仕え、「=また、わたしがきよせいと、主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心をつくし、はなんであるか。ただこれだけである。すなわちあなたの神、はなんであるか。ただこれだけである。すなわちあなたの神、 ことである。「四見よ、天と、もろもろの天の天、および地と、地うあなたに命じる主の命令と定めとを守って、さいわいを得る り、民に先立って進み行き、わたしが彼らに与えると、その先祖り、民に先立って進み行き、わたしが彼れるなどを望まれなかった。こそして主はわたしに『おまえは立ちあがらそ あるのに、主はただあなたの先祖たちを喜び愛し、その後の子であるのに、主はただあなたの先祖たちを喜び愛し、その後のように 三イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求められる事 に誓った地に彼らをはいらせ、それを取らせよ』と言われた。 その時にもわたしの願いを聞かれた。主はあなたを滅ぼすこと -○わたしは前の時のように四十日四十夜、山におったが、主は \*\*\* にあるものとはみな、 あるあなたがたを万民のうちから選ばれた。 今日見るとお あなたの神、 主のものである。 一五そうで

ま、あなたの神、主はあなたを天の星のように多くされた。ま、あなたの神、主は、わずか七十人でエジプトに下ったが、いたがである。「木それゆえ、あなたがたは心に割礼をおこない、もはである。「木それゆえ、あなたがたは神にましまし、人をかたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたより見ず、また、まいないを取らず、「ハみなし子とやもめのたが、「一般では、またあなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼にが、その名をさして誓わなければならない。 こ 彼はあなたの他国人を愛しなさい。あなたがたもエジプトの国で寄留の他国人であった。このあなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼にが、その名をさして誓わなければならない。 こ 彼はあなたのたがでは、またあなたの神、主を恐れ、彼に仕え、彼にないすべきもの、またあなたの神、主を恐れ、彼に行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらの大いなる恐るべき事を、あなたのために行われた。これらいすべきもの、またあなたの神、主を恐れているない。これはならない。これはならない。これはならない。

### 第一一章

プト王パロとその全国に対して行われたしるしと、わざ、四またまがエジプトの軍勢とその馬と戦車とに行われた事、すなわち主がエジプトの軍勢とその馬と戦車とに行われた事、すなわちた事、スおよびルベンの子のエリアブの子、ダタンとアビラムとにされた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口たれた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口たされた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口たされた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口たされた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口たされた事、すなわちイスラエルのすべての人々の中で、地が口である。
を、のみつくした事などを彼らは知らず、また見なかった。もしかし、あなたがたは主が行われたこれらの大いなる事を、ことごかし、あなたがたは主が行われたこれらの大いなる事を、ことごとく目に見たのである。

1

あなたの神、 主の目が常にその上にある。

従って、 る良い地から、すみやかに滅びうせるであろう。そのため雨は降らず、地は産物を出さず、あなたがたは主が賜わるのため雨は降らず、地は産物を出さず、あなたがたは主が賜わ を拝むことのないよう、慎まなければならない。「セおそらく主きが、これの神々に仕え、それ」へあなたがたは心が迷い、離れ去って、他の神々に仕え、それ して仕えるならば、 であろう。あなたは飽きるほど食べることができるであろう。 を取り入れさせ、「ヵまた家畜のために野に草を生えさせられる」 の雨ともに、時にしたがって降らせ、 はあなたがたにむかい怒りを発して、天を閉ざされるであろう。 あなたがたの神、 これ うまとがたの地に雨を、秋の雨、春にの神、主を愛し、心をつくし、精神をつくいなたがたに命じるわたしの命令によく聞きいなたがたに命じるわたしの命令によく聞きいなたがたに命じるわたしの命令によく聞き 穀物と、ぶどう酒と、 油が春は 四

よびあなたがたの子供たちの住む日数は、天が地をおおう日数にといるとが、ないのでは、これを子供たちに教え、家に座している時も、道を歩く時も、寝ると、時も、起きる時も、それについて語り、このまた家の入口の柱と、時も、起きる時も、それについて語り、このまた家の入口の柱と、時も、起きる時も、それについて語り、このまた家の入口の柱と、時も、起きる時も、それについて語り、このまた家の入口の柱と、は、というでは、これを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「れこれを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「れこれを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「れこれを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「れこれを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えとし、「れこれを手につけて、しるしとし、目の間に置いて覚えという。 このすべての命令をよく守って行い、あなたがたの神、主を愛のように多いであろう。三もしわたしがあなたがたに命じるのように多いであろう。三 |<それゆえ、これらのわたしの言葉を心と魂におさめ、 すべての道に歩み、 主につき従うならば、III 主はこの またそ

> テ がたを恐れおののくようにされるであろう。 つて言われたように、あなたがたの踏み入る地の人々が、あなたい かうことのできる者はないであろう。あなたがたの神、 あなたがたの領域は荒野からレバノンに及び、 なたがたよりも大きく、 国 あなたがたが足の裏で踏む所は皆、 から西の海に及ぶであろう。これだれもあなたがたに立ち向いた。 々に 民を皆、 あなたがたの前から追い払われ、あなたがたは かつ強い国々を取るに至るであろう。ニ あなたがたのものとなり、 また大川ユフラ 主は、か

がたの神、 れる時、 側が の神、主が、あなたの行った他の神々に従うならば、 う。 17 もしあなたがたの神、主の命令に聞き従わず、わたしが、たがたの神、主の命令に聞き従うならば、祝 福を受けるであろたがたの。紫、 しゅ めいれい きょしなが I 見よ、わたしは、きょう、あなたがたの前に祝っています。 くにあるではないか。三一あなたがたはヨルダンを渡り、 西側にあり、 を置かなければならない。 == これらの山はヨルダンの向こう きょう、あなたがたに命じる道を離れ、あなたがたの知らなかっ とを置く。ニモもし、きょう、 る。 アラバに住んでいるカナンびとの地で、 で、あなたはゲリジム山に祝福を置き、エバル山にのろいて、 まっぱん まっぱん まっぱい あなたの行って占領する地にあなたを導き入れらしょ なたがたはそれを占領して、 主が賜わる地にはいって、 ギルガルに向かいあって、 のろいを受けるであろう。これあなた わたしがあなたがたに命じるあな それを占領しようとし そこに住むであろう。 モレのテレビンの のテレビンの木の近りのテレビンの木の道の 福 る と、 あなた のろ

てをことごとく守って行わなければならない。それゆえ、わたしが、きょう、あなたがたに授ける定めと、おき

### 第一二章

ŧ 切り倒して、その名をその所から消し去らなければならない。mぽっぽっぱっぱっぱっぱいない。mぽち、「柱を砕き、アシラ傷をリて炸って、ボステム こに行き、<あなたがたの燔祭と、犠牲と、十分の一と、ささげのうちから選ばれる場所、すなわち主のすまいを尋ね求めて、そのまたがたの神、主がその名を置くために、あなたがたの全部族あなたがたの神、主がその名を置くために、あなたがたの全部族 ない定めと、おきてである。ニあなたがたの追い払う国々の民なたがたが世に生きながらえている間、守り行わなければならな が、その神々に仕えた所は、高い山にあるものも、丘にあるものが、その神々に仕えた所は、高い山にあるものも、ポ ただし、 るものだからである。< ~ そこでは、われわれがきょうここでして まなければならない。これはあなたの神、 そこに携えて行って、セそこであなたがたの神、タネタ なたがたも、家族も皆、手を労して獲るすべての物を喜び楽しなたがたも、家族も皆、手を労して獲るすべての物を喜び来り るように、 青木の下にあるものも、ことごとくこわし、三その祭壇をこ 柱を砕き、アシラ像を火で焼き、また刻んだ神々の像をはら、くだ。 は あなたがたの神、 あなたの先祖たちの神、主が所有として賜わる地で、 めいめいで正しいと思うようにふるまってはなら 主にはそのようにしてはならない。ヵ 主の恵みによって獲 あ

心に好む獣を、どの町ででも殺して、その肉を食べることができょう。 いっしょう まっぱん まいましかし、あなたの神、主が賜わる恵みにしたがって、すべていましかし、あなたの神、主が賜わる恵みにしたがって、すべて 誓ったすべての誓願の供え物とを携えて行かなければならな婚祭と、犠牲と、十分の一と、ささげ物およびあなたがたが主に婚祭と、犠牲と、十分の一と、ささげ物およびあなたがたが立っすべて携えて行かなければならない。 すなわち、あなたがたのすべて携えて行かなければならない。 を選ばれるであろう。あなたがたはそこにわたしの命じる物をる時、1 あなたがたの神、主はその名を置くために、一つの場所とき、これなたがたの神、主はその名を置くために、一つの場所ごとく除いて、安息を与え、あなたがたが安らかに住むようになごとく。\*\* 燔祭をささげないようにしなければならない。lm 慎んで、すべてあなたがよいと思う場所で る。「『慎んで、すべてあなたがよいと思う場所で、みだりにあなたがたのうちに分け前がなく、嗣業を持たないからであ 地に住むようになり、さらに主があなたがたの周囲の敵をことたがヨルダンを渡り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わるたがヨルダンを渡り、あなたがたの神、主が嗣業として賜わる と嗣業の地に、はいっていないのである。 10 しかし、ない。π あなたがたはまだ、あなたがたの神、主から問 る。 げ、 の部族の一つのうちに、主が選ばれるその場所で、 た町の内におるレビびととも、そうしなければならない。彼は にあなたがたの神、主の前に喜び楽しまなければならない。まい。三そしてあなたがたのむすこ、娘、しもべ、はしためと共い。 清い人も、食べることができる。「<ただし、その血は食べずなわち、かもしかや雄じかの肉と同様にそれを、汚れた人 またわたしが命じるすべての事をしなければならない。 あなたがたの神、 主から賜わる安息 ただあなた 燔祭をささ あなたが

主が賜わる牛、羊をほふり、門の内で、ほしいだけ食べることら、たま、うじょのではれる場所が、遠く離れているならば、わたしが命じるように、ばれる場所が、遠く離れているならば、わたしが命じるように、 ことができる。三もしあなたの神、主がその名を置くために選よう』と言うであろう。その時、あなたはほしいだけ肉を食べるよう。 たの神、主が選ばれる場所で、あなたの神、主の前でそれを食べ物およびささげ物は、町の内で食べることはできない。「ハあなのういご、ならびにあなたが立てる誓願の供え物と、自発の供えのういご、ならびにあなたが立 うにしなければならない。血は命だからである。その命を肉と食べることができる。!゠ただ堅く慎んで、その血を食べないよ\*\* ばならない。」た「慎んで、あなたが世に生きながらえている間、して獲るすべての物を、あなたの神、主の前に喜び楽しまなけれ しため、および町の内におるレビびとと共にそれを食べ、手を労なければならない。 すなわちあなたのむすこ、 娘、しもべ、は 一緒に食べてはならない。 二四 あなたはそれを食べてはならない。 こ | t あなたの穀物と、ぶどう酒と、油との十分の一および牛、羊ではならない。水のようにそれを地に注がなければならない。 た。とができる。すなわち汚れた人も、清い人も一様にそれをおことができる。すなわち汚れた人も、清い人も一様にそれを ができる。三かもしかや、雄じかを食べるように、それを食べ れるとき、あなたは肉を食べたいと願って、『わたしは肉を食べれるとき、あなたは肉を食べたいと願って、『わたしは肉を食べ このあなたの神、主が約束されたように、あなたの領域を広くさ レビびとを捨てないようにしなければならない。 水のようにそれを地に注がなければならない。 羊をほふり、門の内で、ほしいだけ食べること ニュあなた

これ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの神、上が、彼らにならって、わなにからがあなたの前から滅ぼされた後、彼らにならって、わなにからがあなたの前から滅ぼされた後、彼らにならって、わなにからがあなたの前から滅ぼされた後、彼らにならって、わなにからだってはならない。 ここ あなたの神、上に対しては、そのようにしてはならない。 ここ あなたの神、上に対しては、そのようにしてはならない。 言こ あなたの神、上に対しては、そのようにしてはならない。 言こ あなたの神、上は、彼をさえのこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、あなたの行って追い払おうとする国々のこれ あなたの神、上が、おなたの行って追い払おうとする国々のこれをいました。

三 あなたがたはわたしが命じるこのすべての事を守って行わ

たはあなたのふところの妻、

母に生れたあなたの兄弟、またはあなたのむすこ、娘、ぱぱぱっぱ

またはあなたと身命を共にする友とも

ま

てはならない。これにつけ加えてはならない。また減らしなければならない。これにつけ加えてはならない。また減らし

### 第一三章

ー あなたがたのうちに預言者または夢みる者が起って、しるした。 や奇跡を示し、三 あなたに告げるそのしるしや奇跡が実現して、 や奇跡を示し、三 あなたに告げるそのしるしや奇跡が実現して、 か、どうかを知ろうと、このようにあなたがたの神、主はあなたが である。四あなたがたの神、主にがい、彼に仕え、彼につき従わなければならない。あなたがたの神、主を愛するか、どうかを知ろうと、このようにあなたがたを試みられるからである。のあたがたをエジプトの国から導き出し、奴隷の家からない。あなたがたをエジプトの国から導き出し、奴隷の家からない。あなたがたをエジプトの国から導き出し、奴隷の家からない。あなたがたをエジプトの国から導き出し、奴隷の家からあがなわれたあなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたの神、主が歩めと命じられた道を離れさせようとして語るゆたの神、上が歩めと命じられた道を離れさせようとして語るゆたのある。こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。あなたがたの神、主にあなたがたをそむかせ、あなたの神、主が歩めと命じられた道を離れさせようとして語るゆえである。こうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

が、ひそかに誘って『われわれは行って他の神々に仕えよう』というなが、なったは近く、あるいは遠く、あなたの周囲にある民の神々である。へは近く、あるいは遠く、あなたの別囲にある民の神々である。へは近く、あるいは遠く、あなたの別囲にある民の神々である。へは近く、あるいは遠く、あなたの周囲にある民の神々である。へは近く、あるいは遠く、あなたの周囲にある民の神々である。へとを聞いてはならない。その人をあわれんではならない。その人を惜しんではならない。その人をかばってはならない。その人を惜しんではならない。その人をかばってはならない。その人を惜しんではならない。その人をかばってはならない。このはエジプトの国、奴隷の家からあなたを導き出されたあなたがまず彼を殺さなければならない。この神、主からあなたを離れさせようとしたのであるから、あなたがました。この神、主からあなたを離れさせようとしたのであるから、あなたがない。まから、あなたがない。まから、あなたをない。この神、主からあなたを離れさせようとしたのであるから、あなたがない。まから、あなたがない。といい、は近くない、この人をかばって彼を撃ち殺さなければならない。ここそうすればなるもって彼を撃ち殺さなければならない。ここそうすればれてをもって彼を撃ち殺さなければならない。ここそうすればれてある。ことが、ひそかに誘う。といい、ひそかには、から、あなたが、ひそかに誘うない。ここそうすればれてある。ことが、ひそかに対している。ことが、から、あなたが、ひそかに対している。

ここあなたの神、上があなたに与えて住まわせられる町の一つここあなたの神、上があなたに与えて住まわせられる町の一つここあなたの神、上があなたがたのうちに起って、あなたがで、ここよこしまな人々があなたがたのうちに起って、あなたがで、ここよこしまな人々があなたがたのうちに起って、あなたがで、ここよこしまな人々があなたがたのうちに起って、あなたがで、ここよこで確かならば、「国と言って、そのような憎むべき事があなたがたのうちに起って、あなたがで、ここよこで確かならば、「国と言って、そのような憎むべき事があなたがたのうちに起って、あなたがで、ここよこの神、生があなたに与えて住まわせられる町の一つここあなたの神、上があなたに与えて住まわせられる町の一つここあなたの神、上があなたに与えて住まわせられる町の一つここかによっています。

# 第一四章

羊、やぎ、五雄じか、かもしか、こじか、野やぎ、くじか、おおとの食べることができる獣は次のとおりである。すなわち牛、たの食べる物は、どんなものでも食べてはならない。四あなたが三忌むべき物は、どんなものでも食べてはならない。四あなたが

じか、野羊など、\* 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもの、ひじか、野羊など、\* 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、らくだ、野うさぎ、および岩だぬき、これらは反芻するけれども、ひずめが分れているから汚れたものである。 \* また豚、これは、ひずめが分れているいるだれども、反芻するものと、ひずめの分れたもののうち、次のものは食べてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 またその死体に触れてはならない。 これは汚れたものである。 てはならない。 こすべて、ひれと、うろこのないものは、食べてはならない。 これは汚れたものである。

こすべて清い鳥は食べることができる。ことだし、次のものこすべて満い鳥は食べることができる。ことだし、次のものこすべて関のある清いものは食べることができる。ことだし、次のものこすべて関のある清いものは食べることができる。ことだし、次のものこまが、またまで、またまで、またが、から、このものに、とびの類。これを食べてはならない。このすべたが、これを食べてはならない。このは、こまで、またが、はばれい、からは、このものは、これを食べてはならない。このすべて関のある清いものは食べることができる。ことだし、次のものことができる。

る寄留の他国人に、それを与えて食べさせることができる。まきゅう たっくじん まっぱっぱ たいくじん ますべて自然に死んだものは食べてはならない。 町の内にお

たそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、タゥタ なる民だからである 主ぃ の

子やぎをその母の乳で煮てはならない。

の所であなたの神、主の前でそれを食べ、家族と共に楽しまなけき、ぶどう酒、濃い酒など、すべてあなたの欲する物に換え、そべてあなたの好む物に換えなければならない。すなわち牛、べてあなたのど。 と、ぶどう酒と、油との十分の一と、牛、羊のういごを食べ、この前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物の前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物の前、すなかず取り分けなければならない。三三そしてあなたの神、主 彼はあなたがたのうちに分がなく、嗣業を持たない者だからでればならない。ニヒ町の内におるレビびとを捨ててはならない。 名を置くために選ばれる場所が、非常に遠く離れていて、あなたい。「宮ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、主がそのい。「宮ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、主がその に取り、あなたの神、主が選ばれる場所に行き、「スその金をす ないならば、エ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ あなたはその物を金に換え、その金を包んで手 うして常にあなたの神、主を恐れることを学ばなければならない。 の神、主があなたを恵まれるとき、それを携えて行くことができ 三あなたは毎年、 I四 ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、 \*\*\* 畑に種をまいて獲るすべての産物の十分の乳で煮てはならない。

|< 三年の終りごとに、その年の産物の十分の一を、ことごとく なく、嗣業を持たないレビびと、および町の内におる寄留のアタ5出して、町の内にたくわえ、ニュ あなたがたのうちに分け前デ

七

うすべての事にあなたを祝福されるであろう。ければならない。そうすれば、あなたの神、主はあなたが手で行ければならない。 他た 国人と、孤児と、寡婦を呼んで、それを食べさせ、満足させない。

### 第 一五章

主が嗣業として与えられる地で、あなたを祝福されるからであい。しょう。 またがたのうちに貧しい者はなくなるであろう。 (あなたの神、なたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。四しかしあなたの兄弟に貸し 兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されいますが、とれているとない。とのゆるしが、ふれ示され貸した貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人またはか こそのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に なたを祝福されるから、あなたは多くの国びとに貸すようになのようになるであろう。☆あなたの神、主が約束されたようにあ ひとりでも、町の内におるならば、その貧しい兄弟にむかって 治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。 う、あなたに命じることの戒めを、ことごとく守り行うとき、そ る。) ェただ、あなたの神、主の言葉に聞き従って、わたしが、きょ あなたは七年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。 あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟で貧しい者がい。 借りることはないであろう。またあなたは多くの国びとを

い。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るでい。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは記録を得るでいるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、物を禁るが、て、の必要とする物を貸し与え、乏しいののゆるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、『第七年を補わなければならない。ヵあなたは心に概念を起し、『第七年を補わなければならない。ヵあなたは心に慎まなければならない。からない。また手を閉じてはならない。いをかたくなにしてはならない。また手を閉じてはならない。 絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国祝福されるからである。ニ 貧しい者はいつまでも国のうちにめに、あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて 開かなければならない』。 与える時は惜しんではならない。あなたの神、紫 ッピ ピ ゚゚□ あなたは心から彼に与えなければならない。彼にあろう。□ あなたは心から彼に与えなければならない。 タホィ ッピ あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて 主はこの事のた

彼に自由を与えて去らせなければならない。これに自由を与なれている。またでは、一世のようなでは、第七年にはあなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には ばならない。すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたよう打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなけれ 三もしあなたの兄弟であるヘブルの男、 えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。 国で奴隷であったが、あなたの神、 た事を記憶しなければならない。 彼に与えなければならない。「ヨあなたはかつてエジプトの彼」。 このゆえにわたしは、きょう、 主があなたをあがない出され またはヘブルの女が、 一四群れと、

> であろう。 なたに仕えて働いたからである。あなたがそうするならば、 らせなければならない。彼が六年間、賃銀を取る雇人の二倍あ ればならない。「^彼に自由を与えて去らせる時には、、快く去ればならない。」^^彼に自由を与えて去らせる時には、、いんよう までもあなたの奴隷となるであろう。 女 奴隷にもそうしなけ て去りたくありません』と言うならば、「tあなたは、 この事を命じる。「<しかしその人があなたと、 あなたと一緒にいることを望み、『わたしはあなたを離れ あなたの家族 、きりを取っ 彼はいっ つ

7

ŧ らない。三町の内でそれを食べなければならない。汚れた人 主が選ばれる所で、主の前にあなたは家族と共に年ごとにそれい。また羊のういごの毛を切ってはならない。10 あなたの神、タネ ) マ゙ト) ト、トテーヒ、 > ・・・・・・ ロタ、ールゥ ー ー ッ゚せい の、すなわち足なえまたは、めくらなど、すべて悪い傷のあるもの、すなわちォー。 を食べなければならない。三 しかし、その獣がもし傷のあるも ばならない。牛のういごを用いてなんの仕事をもしてはならな れを地にそそがなければならない。 できる。 のである時は、あなたの神、主にそれを犠牲としてささげてはな 、清い人も、 三ただし、 かもしかや、 その血は食べてはならない。水のようにそ 雄じかと同様にそれを食べることが

### 第 六章

が

の 神<sup>か</sup> の神、主が賜わる町の内で、過越の犠牲をほふってはならない。ほふるものの肉を、翌朝まで残しておいてはならない。ヵあなた内どこにもパン種があってはならない。また初めの日の夕暮にった。 内どこにもパン種があってはならない。また初めの日の夕暮にてきた日を常に覚えなければならない。四その七日の間は、国のてきた日を常に覚えなければならない。四その七日の間は、国のる。こうして世に生きながらえる日の間、エジプトの国から出る。 おおたがエジプトの国から出るとき、急いで出たからであい。あなたがエジプトの国から出るとき、 神、主に過越の犠牲としてほふらなければならない。三種を入れない。ままだと、ままだというであるを置くために選ばれる場所で、 羊または牛をあなたのな、 ま り間こあなたをエジプトから導き出されたからである。 = 主が祭を行わなければならない。 アビブの月に、あなたの神、主が夜祭を行わなければならない。 アビブの月に、あなたの神、主が夜ます。 さんかんごしょく れる場所で、それを焼いて食べ、朝になって天幕に帰らなければ犠牲をほふらなければならない。ょそしてあなたの神、主が選ば 夕暮の日の入るころ、あなたがエジプトから出た時刻に、過越のゅうぐれ、ロード その名を置くために選ばれる場所で、羊または牛をあの間にあなたをエジプトから導き出されたからである。 <sup>六</sup>ただあなたの神、 ぬパンすなわち悩みのパンを、それと共に食べなければならなたパンをそれと共に食べてはならない。七日のあいだ、種入れ ならな てはならない なたはアビブの月を守って、 のために聖会を開かなければならない。 六日のあいだ種入れぬパンを食べ、七日目にあなたかのあいだ種とればいるたった。 主がその名を置くために選ばれる場所で、 あなたの神、 主のために過越の なんの仕事も

すこ、娘、むすめ の祭を行わなければならない。「四その祭の時には、あなたはない。」「打ち場と、酒ぶねから取入れをしたとき、七日のあいだ仮とします。」 ちにおる寄留の他国人と孤児と寡婦と共に、あなたの神、主がそしためおよび町の内におるレビびと、ならびにあなたがたのう が 引 たま してあなたの神、 かみ に喜び楽しまなければならない。 主が選ばれる場所で七日の間、あなたの神、主のために祭を行わい。その他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽しまなければならない。「まの他国人、孤児、寡婦と共に喜び楽しまなければならない。「ま あったことを覚え、これらの定めを守り行わなければならない。 しまなければならない。 こ あなたはかつてエジプトで奴隷での名を置くために選ばれる場所で、あなたの神、主の前に喜び楽の名を置くために選ばれる場所で、あなたの神、主の前に喜び楽 なければならない。ここうしてあなたはむすこ、娘、しもべ、は を入れ始める時から七週間を数え始めなければならない。10 てのわざとにおいて、あなたを祝福されるから、 なければならない。あなたの神、主はすべての産物と、手のすべ また七週間を数えなければならない。 賜わる祝福にしたがって、力に応じ、自発の供え物をささげた。 しゅくざく しもべ、はしためおよび町の内におるレビびと、寄り 主のために七週の祭を行い、あなたの神、 すなわち穀物に、 あなたは大い あなたはむ か 庵ぉ ま

| <br />
木 あなたのうちの男子は皆あなたの すなわち種入れぬパンの祭と、七 主が賜わる祝福にしたが 神が 主が選ばれ 週の祭と、 る場所に 仮かりいお

するようにあいたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろい。「A あなたの神、主が賜わるすべての町々の内に、部族にしたい。「A あなたはさばきを曲げてはならない。 人をかたより見い。「A あなたはさばきを曲げてはならない。 人をかたより見い。「A あなたはさばきを曲げてはならない。 角いる ではならない。 また賄賂を助ってはならない。 角がる からである。こ0 ただ目をくらまし、正しい者の事件を曲げるからである。こ0 ただこうぎ のみ求めなければならない。そうすればあなたは生きな公義をのみ求めなければならない。そうすればあなたは生きない。また賄賂をしいさい。 対いる からない こう また りまた また おのおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。 おのおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。 おのおの力に応じて、ささげ物をしなければならない。 からえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろがらえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろがらえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろがらえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろがらえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろがらえて、あなたの神、主が賜わる地を所有するにいたるであろう。

柱を立ててはならない。三またあなたの神、主が憎まれるまである。たれ像をも立ててはならない。三またあなたの神、主が憎まれるまである。たの神、主のために築く祭壇のかたわらに、アシラの三。あなたの神、ショ

## 第一七章

むき、三行って他の神々に仕え、それを拝み、わたしの禁じる、日とさいではならない。そのようなものはあなたの神、主の影の表もわれるものだからである。 これをおいるものだからである。 または女子があなたの神、主が賜わる町で、あなたがたのうちに、もし男子のおうわれるものだからである。 または女子があなたの神、主が賜わる町で、あなたがたのうちに、もし男子のまらわれるものだからである。

行わなければならない。こすなわち彼らが教える律法と、彼らずな 場所にのぼり、ヵレビびとである祭司と、その時の裁判人とにばしょ。これのである時は、立ってあなたの神、主が選ばれるはきかねるものである時は、立ってあなたの神、主が選ばれる「おき」と、「こう」と、「こう」と 権利を争う事、または人を撃った事などであって、あなたが、されば、からいた。これであった。これであった。これである。これであるというというできょうだった。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 る言葉にそむいて、右にも左にもかたよってはならない。三もが告げる判決とに従って行わなければならない。彼らが告げ 告げる言葉に従っておこない、すべて彼らが教えるように守りっている。 べき者を殺さなければならない。ただひとりの証人の証言に にひき出し、その男子または女子を石で撃ち殺さなければなら ば、ヵなたはその悪事をおこなった男子または女子を町の門な憎むべき事が確かにイスラエルのうちに行われていたなら 調べなければならない。そしてその事が真実であり、 まず手を下し、それから民が皆、手を下さなければならな よって殺してはならない。
せそのような者を殺すには、 ない。 ^ ふたりの証人または三人の証人の証言によって殺す る者があって、 や月やその他の天の万象を拝むことがあり、 がほしいままにふるまい、あなたの神、主の前に立って仕え あなたがそれを聞くならば、 四その事を知らせ

いであろう。
いであろう。
は民は皆、聞いて恐れ、重ねてほしいままにふるまうことをしなスラエルのうちから悪ない。ここそうすれスラエルのうちから悪ないかなければならない。ここそうすれる祭司または裁判人に聞き従わないならば、その人を殺して、イ

□四 あなたの神、主が賜わる地に行き、それを獲てそこに住むようになる時、もしあなたが『わたしも周囲のすべての国びとのように、わたしの上に王を立てよう』と言うならば、「五 必ずあなたの神、主が選ばれる者を、あなたの上に立てて王としなければならない。 同胞でない外国人をあなたの上に立てて王としなければならない。 同胞でない外国人をあなたの上に立てて王としなければならない。 また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。 また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。 また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。 また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。 また馬を多く獲るために民をエジプトに帰らせてはならない。 またあなたがたにむかって、『この後かさねてこの道に続き、またあない』と仰せられたからである。 「もまた妻を多く帰ってはならない』と仰せられたからである。「もまた妻を多く帰ってはならない』と仰せられたからである。「もまた妻を多く帰ってはならない』と仰せられたからである。「もまた妻を多くたくわえてはならない。

い。三〇そうすれば彼の心が同胞を見くだして、高ぶることなすべての言葉と、これらの定めとを守って行わなければならなせ、「九世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「九世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「九世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「九世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「九世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「九世に生きながらえる日の間、常にそれを自分のもとに置せ、「九世に生きながらればなったら、レビびとである祭司の「八彼が メニョウル

であろう。
共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができる共にイスラエルにおいて、長くその位にとどまることができるく、また戒めを離れて、右にも左にも曲ることなく、その子孫とく、また戒めを離れて

# 第一八章

この情と、がおいって使いに対しての部族のうちに、分も嗣業を持たない。かつて使らに約束されたとおり主が彼らの嗣業である。三祭司が民から受ける分は次のとおり主が彼らの嗣業である。三祭司が民から受ける分は次のとおり主が彼らの嗣業である。三祭司が民から受ける分は次のとおり主が彼らの嗣業である。三祭司が民から受ける分は次のとおり主が彼らの嗣業である。三祭司が民から受ける分は次のとおりである。すなわち犠牲をささげる者は、牛でも、羊でも、その情と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。四の肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。四の肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。四の肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。四の肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。四の肩と、両方のほおと、間とを祭司に与えなければならない。四の肩と、では、などうである。当なければならない。五あなたの神、主がすべての部族のうたが、かればならない。五あなたの神、主がすべての部族のうたが、かればならない。五あなたの神、主がすべての部族のうたが、かればならない。五あなたの神、主がすべての部族のうたが、はいとである。

と同じである。ただし彼はこのほかに父の遺産を売って獲た物は、主の名によって仕えることができる。<彼が食べる分は彼ら神、主の名によって仕えることができる。<彼が食べる分は彼らの前に立っているすべての兄 弟レビびとと同じように、そのの前になっているすべての兄 弟レビびとと同じように、そのまた。たっている町を出て、主が選ばれる場所に行くならば、セ彼は主まないというといる者でも、彼がスレビびとはイスラエルの全地のうち、どこにいる者でも、彼がスレビびとはイスラエルの全地の

ころはこうか、こが まっを持つことができる。

国 あなたの神、主はあなたのうちから、おまえのようなひとりの預言者に、わたしのようなひとりの預言者をあなたの神、主の声を二度とわたしに聞かせないでください。これはあなたが集会の日にホレブであなたの神、主に求めたことである。 すなわちあなたは『わたしが死ぬことのないようにとである。 すなわちあなたは『わたしが死ぬことのないようにとである。 すなわちあなたは『おたしに聞かせないでください。 またこの大いなる火を二度と見させないでください』と言った。またこの大いなる火を二度と見させないでください』と言った。 またこの大いなる火を二度と見させないでください』と言った。 またこの大いなる火を二度と見させないでください。 これ おれたしに言われた、『彼らが言ったことは正しい。 これ おように とばわたしに言われた、『彼らが言ったことは正しい。 これ おようなひとりの預言者 たしは彼らの同胞のうちから、あなたの同胞のうちから、あなたの同胞のうちから、あなたの同胞のうちから、おまえのようなひとりの預言者には おないでください。

を彼らのために起して、わたしの言葉をその口に授けよう。彼はわたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。一はかたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。一はかれたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。一はがわたしの名によってほしいままに語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は殺さなければならない』。ことの名によってほしいままに許り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は殺さなければならない』。ことでないと、どうして知り得ようか』と言うであろう。ここもしの名は、その預言者がほしいままに語ったのである。その預言者が成就せず、またその事が起らない時は、それは主が語られた言葉が成就せず、またその事が起らない時は、それは主が語られた言葉が成就せず、またその事が起らない時は、それは主が語られた言葉が成就せず、またその預言者がほしいままに語ったのである。その預言者をよれるに及ばない。

# 第一九章

に継がせられる地の領域を三区に分け、すべて人を殺した者をい。三そしてそこに行く道を備え、またあなたの神、主があなたい。三そしてそこに行く道を備え、またあなたの神、主があなたい。またしてそこに行く道を備え、またあなたの神、主があなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主の家々がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その町々と、その家々がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その町々と、その家々がその地を賜わり、あなたがそれを獲て、その町々と、その家々がその地を賜わり、あなたがそれを獲して、あなたの神、主いるなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主いるなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主いるなたの神、主が国々の民を滅ぼしつくして、あなたの神、主いるなたの神、主いるなたの神、主いるなたの神、主いるなたの神、主いるなたの神、主が国々の民を滅ぼしているというない。

する者が怒って、その殺した者を追いかけ、道が長いために、つがれて、命を全うすることができる。<そうしなければ、復讐がれて、命を全うすることができる。<そうしなければ、復讐ような場合がそれである。そういう人はこれらの町の一つにのよ われたように、あなたの領域を広め、先祖たちに与えると言わならない』と言ったのである。<あなたの神、主が先祖たちに誓ならない』と言ったのである。<あなたの神、主が先祖たちに誓 憎んでいた者でないから、殺される理由はない。 ょそれでわたしいに追いついて殺すであろう。 しかし、その人は以前から彼をいに 四人を殺した者がそこにのがれて、命を全うすべき場合は次のでと、 この まの まっと まる まっと まっと まっと まっと まっと せいれさせなければならない。 るこのすべての戒めを守って、それをおこない、あなたの神、主れた地を、ことごとく賜わる時、――ヵわたしが、きょう、命じれた地を、ことごとく賜わる時、――ヵわたしが、きょう、命じ ちおろすとき、その頭が柄から抜け、隣人にあたって、死なせた はあなたに命じて『三つの町をあなたのために指定しなければ とおりである。すなわち以前から憎むこともないのに、 罪のない者の血が流されないようにするためである。 - ○ これはあなたの神、主が与えて嗣業とされる地のうちに、また三つの町をあなたのために増し加えなければならに、また三つの町をあなたのために増し加えなければなら 常にその道に歩む時――あなたはこれら三つの町の『ホート その血を流したとがは、 が隣人を憎んでそれをつけねらい、 あなたに帰するであろう。 立<sup>た</sup> ち か そう

なたにさいわいがあるであろう。
とがを、イスラエルから除かなければならない。そうすればあい。 三 彼をあわれんではならない。罪のない者の血を流したい。 三 彼をあわれんではならない。罪のない者の血を流したい。 一 彼をあわれんではならない。罪のない者の血を流したからが、 ここの所の長 老たちは人をつかわして彼をそこからなってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれる

ならない。 業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移しては業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移しては「国あなたの神、主が与えて獲させられる地で、あなたが継ぐ嗣」

せなければならない。
には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わ

### 第二〇章

家を建てて、まだそれをささげていない者があれば、その人を家次につかさたちは民に告げて言わなければならない。『新しいたのために敵と戦なって、あなたがたを救われるからである』。ぁたのために敵と戦いて、あなたがたを救われるからである』。ぁ ならない。恐れてはならない。あわててはならない。彼らに驚めなたがたは、きょう、敵と戦おうとしている。気おくれしては ゔ゛、゜゜ホァ゜゜ぃ らである。゠あなたがたが戦いに臨むとき、祭司は進み出て民に プトの国から導きのぼられたあなたの神、主が共におられるか 告げて、三彼らに言わなければならない、『イスラエルよ聞け。 ぜいの軍隊を見ても、彼らを恐れてはならない。 う畑を作って、まだその実を食べていない者があれば、その人をはたけって に帰らせなければならない。そうしなければ、 婚約して、まだその女をめとっていない者があれば、その人を家 家に帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んい。 だとき、ほかの人がそれをささげるようになるであろう。^^ぶど いてはならない。四あなたがたの神、主が共に行かれ、あなたが なたが敵と戦うために出る時、馬と戦車と、あなたよりも大に しょうき せんしゃ ほかの人がそれを食べるようになるであろう。

・ 女と 彼が戦いに死ん あなたをエジ

町々では、 なたの神、主が賜わったものだから、あなたはそれを用いること戦利品として取ることかてきることがませば、 たま かみ しゅ たま でく かみ しゅ たま 男をみな撃ち殺さなければならない。これたし女、 穏やかに降服することを勧めなければならない。こ もしそのまた こうぶく こうぶく こうかい こうかい こうかい こうじゅん しゅん でだって、それを攻めようとする時は、まずこの 一つの まき ままままま 戦利品として取ることができる。また敵からぶんどった物はあせんりなくと しょうじょう せんりゅく て町のうちにあるもの、すなわちぶんどり物は皆、およびすべて町のうちにあるもの、すなわちぶんどり物は皆、 それをあなたの手にわたされる時、 すべての民に、みつぎを納めさせ、あなたに仕えさせなければな だし、あなたの神、主が嗣 業として与えられるこれらの民 さない町々には、すべてこのようにしなければならない。トヘた たはそれを攻めなければならない。こそしてあなたの神な らない。三もし穏やかに降服せず、戦おうとするならば、 町が穏やかに降服しようと答えて、門を開くならば、そこにいるます。また ろう』。ヵつかさたちがこのように民に告げ終ったならば、 そうしなければ、兄弟たちの心が彼の心のようにくじけるであ たちは、また民に告げて言わなければならない。『恐れて気おく に帰らせなければならない。そうしなければ彼が戦いに死んだ。 のかしらたちを立てて民を率いさせなければならな れする者があるならば、その人を家に帰らせなければならない。 とき、ほかの人が彼女をめとるようになるであろう』。^^つかさ 息のある者をひとりも生かしておいてはならない。 い。「四ただし女、子供、家畜・カルスをもってそのうちの 主 が

手がでおこなったすべての憎むべき事を、あなたがたに教えて、 がいます。 をいますが、 これは彼らがその神々を たとおりにしなければならない。 1人 これは彼らがその神々を ビびと、エブスびとはみな滅ぼして、あなたの神、主が命じられ それを行わせ、あなたがたの神、主に罪を犯させることのないた。 アモリびと、カナンびと、ペリジびと、 ヒ

四

戦っている町にむかい、それをもってとりでを築き、メーム゙ だし実を結ばない木とわかっている木は切り倒して、 食となるものだから、切り倒してはならない。あなたは田野のですくるって、そこの木を切り枯らしてはならない。それはあなたの 木までも、人のように攻めなければならないであろうか。こった | n 長く町を攻め囲んで、それを取ろうとする時でも、 それを攻めることができる。 陥落する あなたと おのをふ

たちと、さばきびとたちが出てきて、その殺された者のある所かている人があって、だれが殺したのかわからない時は、三長老っあなたの神、主が与えて獲させられる地で、没されて野に倒れるなたの神、ショップを その殺された者のある所に最も近い町の長老たちは、まだ使わいる。 まだくびきを負わせて引いたことのない若い雌牛をとり、

> の手はこの血を流さず、われわれの目もそれを見なかった。< 主の上で手を洗い、t 証 言して言わなければならない、『われわれ所に最も近い町の長 老たちは皆、彼らが谷でくびを折った雌牛 にとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしく罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちよ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。 に選ばれた者で、すべての論争と、すべての暴行は彼らの言葉にに選ばれた者で、すべての論やと、すべての暴行は彼らの言葉に神、主が自分に仕えさせ、また主の名によって祝福させるためか。 しゅ しょくふく をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうち ださい』。ヵこのようにして、あなたは主が正しいと見られる事 よって解決されるからである。^そしてその殺された者のある。^ 祭司たちは、そこに進み出なければならない。彼らはあなたの のくびを折らなければならない。エその時レビの子孫である しない、絶えず水の流れている谷へ引いていって、その谷で雌牛 から除き去らなければならない。 その町の長老たちはその雌牛を、 耕すことも、 まくことも

ならば、こその女をあなたの家に連れて帰らなければならな ちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとする。 手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、ニもし い。 女は髪をそり、つめを切り、|= また捕虜の着物を脱ぎすて |〇あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあい 捕虜のう

五

彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってならとはならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでにばならない。 の夫となり、彼女を妻とすることができる。「四その後あなたがい。」という。 はならない。 もし彼女を好まなくなったならば、 ばならない。そして後、あなたは彼女の 彼女を自由に去らせなけれかのじょ じゅう さ 所にはいって、そ

には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時だ子を長子とすることはできない。これなぶ。では、からないだ子を長子とすることはできない。これない 時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んとき、きにいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産ん産んだ者である時は、「<その子たちに自分の財産を継がせるりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女のりが、ともにより、「まない」 言葉に従わず、身持ちが悪く、たちのこの子はわがままで、 前に出し、この町の長老たちに言わなければならない、
れその父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長い 母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、ニハもし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、ニュ にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふた。 I 男人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、 の人は皆、彼を石で撃ち殺し、いった。ないからいる。ないからいった。これがいるいではいいではいいではいいではいいでは、いいのではいいでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは 力の初めであって、長子の特権を持っているからである。 あなたがたのうちから悪を除き去大酒飲みです』。三 そのとき、町だいきゅん まっとう まっとう まっぱい かんしたちの 手に負えません。 ひとりは気 老たちの 『わたし

> るであろう らなければならない。 そうすれ ば、 イスラエルは皆聞 って

三もし人が死にあたる罪を犯して殺され、 \ ` 上にかける時は、三型朝までその死体を木の上に留め はならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならな の神、主が嗣 業として賜わる地を汚してはならない。。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。 あ なたがっ そ てお れ を 木き 7

# 第二二

た

たすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしければならない。 着物の場合も、 そうしなければならない。 おいてはならない。必ずそれを助け起さなければならないたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨 け なければならない。三あなたの兄弟のろばの場合も、 のところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さ - あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、 女は男の着物を着てはならない。 ればならない。それを見捨てておくことはできない。四あなればならない。それを見捨てておくことはできない。 また男は女の着物を着て 見<sub>み</sub>す 全てて そうしな そうしな それ ま は

われるからである。ならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきら

\* もしあなたが道で、\*\*の上、または地面に鳥の巣のあるのを見いているならば、母鳥を雛だけを取らなければならない。そうすれいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。\*\* 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。\*\* 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。\*\* 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。\*\* 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。\*\* 必ずいているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。\*\* 必ずいているならば、母鳥を雛だけをいるがあるのを見ばあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるではあるため道で、\*\* 本の上、または地面に鳥の巣のあるのを見なるない。

はならない。こ 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てしてはならない。こ 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てしてはならない。こ 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物も、みなあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みなあなだがまいた種がほってはならない。そうすればれぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればないがどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすれば

証拠を取って、門におる町の長 老たちに差し出し、「★そしてまった」とい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女の処女のい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女らい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女らい、「■『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女らい、」。

ま名を負わせるならば、「五その女の父と母は、彼女の処女の証拠を見なかった』と言って虚偽でしまない。
ま名を負わせるならば、「五その女の父と母は、彼女の処女らい。」
まると、おより、妻のところにはいって後、その女をきしまった。
まると、おより、妻のと、おとないもはいって後、その女をきしまった。
こまうと、おより、妻のと、おとをつけなければならない。こまうにまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。

また

はその女が町の内におりながら叫ばなかったからであり、

であなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。これを犯したと婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えてある。こせこれは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。これを別しない処女である女に、男が会い、これを捕えてまだ人と婚約しない処女である女に、男が会い、これを捕えておくない。である。これたりが見つけられたならば、これなを自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことい。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。

# 第二三章

≡○だれも父の妻をめとってはならない。

父の妻と寝てはなら

■ アンモンびととモアブびとは主の会衆に加わってはならなでも主の会衆に加わってはならない。 私生児は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代まられて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。その子孫は十代ますべて去勢した男子は主の会衆に加わってはならない。

い。彼らの子孫は十代までも、いつまでも主の会衆に加わってい。彼らの子孫は十代までも、いつまでも主の会衆に加わってはならない。四これはあなたがたがエジプトから出てきた時に、はならない。四これはあなたがたがたを道に迎えず、アラム・ナハ彼らがパンと水を携えてあなたがたを道に迎えず、アラム・ナハ彼らがパンと水を携えてあなたがたを道に迎えず、アラム・ナハウニうことを聞こうともせず、あなたの神、主はあなたのために、そののろいを変えて、祝福とされた。あなたの神、主はバラムの言うことを聞こうともせず、あなたの神、主はあなたのために、そののろいを変えて、祝福とされた。あなたの神、主はあなたのためたを愛されたからである。\*\*あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも、幸福をも求めてはならない。彼はあなたの知、主があために平安をも、幸福をも求めてはならない。彼はあなたの兄弟とめに当てその国の寄留者であったからである。 そして彼らが産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。産んだ子どもは三代目には、主の会衆に加わることができる。

つ。あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によって身の汚れっ。あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあなたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあるなだがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れってあるながたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れるながあるながたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れるながあるながたがたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れるながあるながたのうちに、夜の思いがけない事によってみの汚れるながあるながたのうちに、夜の思いがけない事によってみがいまないまた。

れることのないためである。
い。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去らからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならながあなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるがあなて、出た物をおおわなければならない。「四あなたの神、主かえて、出た物をおおわなければならない。」四あなたの神、主

はならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるはならない。あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってられるためである。 まに かなたの神、主がすべてあなたのする事に祝 福を与えられるためである。 まったが、はいって取り思くと、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝 福を与えられるためである。 まい。 の神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってられるためである。 まい。 かならない。 あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝 福を与えられるためである。 まいましま とき かい かならない。 あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝 福を与えられるためである。

だからである。 それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。それを怠るときは罪を得るであろう。 三 しかし、からである。

まを入れてはならない。しかし、あなたの隣人の麦畑にかの穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかれてはならない。こまあなたが隣人の麦畑にはいる時、手でそれてはならない。こまあなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうをいまかにまかまを入れてはならない。これのなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうをいいまかに、そのぶどうをいいまかに、

# 第二四章

一人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのまるのを見て、好まなくなったならば、離縁 状を書いて彼女の群縁 状を書き、その手に渡して家を去らせるい。二女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、三後の夫も彼女をきらって、のち、行って、ほかの人にとつぎ、三後の夫も彼女をきらって、のち、行って、ほかの人にとつぎ、三後の夫も彼女をきらって、のち、行って、ほかの人にとつぎ、三後の夫も彼女をきらって、のち、行って、ほかの人にとつぎ、三後の夫も彼女をきらって、のち、行って、ほかの人にとつぎ、三後の夫も彼女をきらって、のち、行って、ほかのだときは、四彼女はすでに身を汚したのちとった後の夫が死んだときは、四彼女はすでに身を汚したのちのちに、その女に恥ずべきことのることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。ることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。ることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。ることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。

せてはならない。

命をつなぐものを質にとることだからである。 <sup>ハ</sup>ひきうす、 束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。 た何の務もこれに負わせてはならない。その人は一 я 人が新たに妻をめとった時は、 またはその上石を質にとってはならない。 戦争に出してはならない。 年の間、 これは

四四

除き去らなければならない。 れを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたなどれた。 セイスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、 らば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を ح

<らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が ければならない。ヵあなたがたがエジプトから出てきたとき、道たしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わな 教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわぎ であなたの神、 主がミリアムにされたことを記憶しなければな

人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。 留めおいて寝てはならない。こもしその人が貧しい。 質物を取ってはならない。こあなたは外に立っていて、 □○あなたが隣人に物を貸すときは、 、返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけてータミー ロめおいて寝てはならない。 l = その質物は日の入るまでに、必゠ ==もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物をしている。 自分でその家にはいって、 借りた 必なら

> 寝ることができて、 の 神が 主の前にあなたの義となるであろう。 あなたを祝 福するであろう。 それはあなた

罪を得るであろう。
『なるである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、らである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、 \ <u>`</u> のうちに寄留している他国人であれ、それを虐ぎる てはならない。 貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、 - 重賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばし 彼は貧しい者で、その心をこれにかけているかかれ、ます。 またはあなたの 待してはなら あなたは 国を で、 町ま

る。 「大父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺 るべきではない。 おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきであ

寡婦の着物を質に取ってはならない。1~あなたはかつてエジャル・きょのしらしと 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。 たにこの事をせよと命じるのである。 出されたことを記憶しなければならない。 プトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い それでわたしはあな

なたの神、 たたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児されるであろう。このあなたがオリブの実をうち落すときは、ふ 他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。ならば、それを取りに引き返してはならない。 一 九 あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束を畑におき忘まれています。 主はすべてあなたがする事において、 あなたを祝福 それは 寄記記言語  $\mathcal{O}$ 

としての道を彼女につくさなければならない。ホ そしてその女。ホタセム

よと命じるのである。

おとのじるのである。

おとのじるのである。

ことの残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。三 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことをい。三 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことをおい。三 またぶどう畑のぶどうと寡婦に取らせなければならない。三 またぶどう畑のぶどうと寡婦に取らせなければならない。三 またぶどう畑のぶどうと

## 第二五章

れた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 いまうにすべきです』。10 そして彼の家の名は、くつを脱がさって言わなければならない。『兄弟の家をたてない者には、こえて言わなければならない。『兄弟の家をたてない者には、このようにすべきです』。10 そして彼の家の名は、くつを脱がさい。10 をはらればならない。『兄弟の家をたてない者には、これた者の家と、イスラエルのうちで呼ばれるであろう。 所をつかまえるならば、三その女の手を切り落さなければなら が 初<sup>じ</sup> 者の手から夫を救おうとして近づき、手を伸べて、その人の隠しま。 て あっと すく ない。あわれみをかけてはならない。 こ ふたりの人が互に争うときに、そのひとりの人の妻が、打つ そのとき町の長老たちは彼を呼び寄せて、さとさなければなら を拒んで、夫の兄弟としての道をつくすことを好みません』。^ たしの夫の兄弟はその兄弟の名をイスラエルのうちに残すのまっと きょうだい は の妻は町の門へ行って、長老たちに言わなければならない、『 かしその人が兄弟の妻をめとるのを好まないならば、 スラエルのうちに絶やさないようにしなければならな めに産む男の子に、死んだ兄弟の名を継がせ、 その名をイ 、その兄弟 い。もし

で、あなたは長く命を保つことができるであろう。「<すべてこけたなければならない。そうすればあなたの神、主が賜わる地特たなければならない。そうすればあなたのない正しいますを不足のない正しい重り石を持ち、また不足のない正しいますをい。「国あなたの袋に大小二種のますをおいてはならない。」国あなたの袋に大い二種のまり石を入れておいてはならない。「国あなたの袋に大い二種のまり石を入れておいてはならない。」

る。のような不正をする者を、あなたの神、主が憎まれるからであのような不正をする者を、あなたの神、主が憎まれるからであ

これのようにはない。この事を忘れてはない。この事を忘れてはない。この事を忘れてはない。この事を言れてはない。この事を言れてはない。このます。 このように彼のは神を恐れなかった。 これ それで、あなたの神、主が嗣業としらは神を恐れなかった。 これ それで、あなたの神、主が嗣業としらは神を恐れなかった。 これ それで、あなたの神、主が嗣業としらは神を恐れなかった。 これ それで、あなたの神、主が嗣業としらは神を恐れなかった。 これ それで、あなたの神、主が嗣業としらは神を恐れなかった。 これ それで、あなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、主があなたの神、といるというない。 この事を忘れてはなた。 このように彼れている時、 当でアマレクびとがあならない。

# 第二六章

ました』。四そのとき祭司はあなたの手からそのかごを受け取った。日本は、上海の初物を取ってかごに入れ、あなたの神、主がわれわれにできると先祖たちに誓われた国に、わたしははいることができる、也で、そこに住む時は、ニあなたの神、主が賜わる国にできる、地名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くために選ばれる所へ携えて行かなければならない。三名を置くたがの祭司の所へ行って彼に言わなければならない。三名を置くたがのとき祭司はあなたの神、主が賜わる国にできる、地り、そこに住む時の祭司の所へ行って彼に言わなければならない。三名を持入の本が、「一本の本が、「一本の本が、」「「一本の本が、「一本の本が、」「「一本の本が、「一本の本が、「一本の本が、」「「一本の本が、「一本の本が、」「「一本の本が、「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「「一本の本が、」」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」「「一本の本が、」」」」「「一本の本が、」」」」「「一本の本が、」」」」「「一本の本が、」」」」「「一本の本が、」」」」「「「一本の本が、」」」」「「「本の本が、」」」」」「「「本の本が、」」」」」

骨折りと、しえたげとを顧み、ハニンではい手と、伸べた腕と、大いないと、しまれば、 しょう こう はいれわれの悩みと、主に叫んだので、主はわれわれの声を聞き、われわれの悩みと、こ、つらい労役を負わせましたが、 もわれわれが先祖たちの神、て、つらい労役を負わせましたが、 もわれわれが先祖たちの神、 たが、 とおよびあなたのなかにいる寄留の他国人と共に喜び楽しまなたとあなたの家とに賜わったすべての良い物をもって、レビび えてきました』。そしてあなたはそれをあなたの神、主の前に置ください。あなたがわたしに賜わった地の実の初物を、いま携 蜜の流れるこの地をわれわれに賜わりました。10主よ、ごらんなう 策 しょ エジプトから導き出し、ヵわれわれをこの所へ連れてきて、乳とエジプトから 寄留し、ついにそこで大きく、強い、人数の多い国民になりまします。 ければならない。 いて、 いなる恐るべき事と、しるしと、不思議とをもって、 らない、『わたしの先祖は、さすらいの一アラムびとでありまし てあなたの神、 た。^ ところがエジプトびとはわれわれをしえたげ、また悩まし そして、あなたはあなたの神、主の前に述べて言わなければならなたの神、主の祭壇の前に置かなければならない。 あなたの神、 わずかの人を連れてエジプトへ下って行って、 。 あなたがわたしに賜わった地の実の初物を、いま携されるたがわたしに賜わった地の実の初物を、いま携さいようで、1○主よ、ごらんでは、1○主よ、ごらん 主の前に礼拝し、ニあなたの神、 われわれ その所に 主があな

要のうちで食べたことがなく、また汚れた身でそれを取り出しま、またそれを忘れませんでした。1四わたしはその聖なる物をず、またそれを忘れませんでした。わたしはあなたの命令にそむからにいたしました。わたしはあなたの命ぐれば 人と孤児と寡婦とにそれを与え、すべてあなたが命じられたはその聖なる物を家から取り出し、またレビびとと寄留の他国は 精神をつくしてそれを守り行わなければならない。」もきょう、サメールム はあなたがわれわれの先祖に誓われた乳と蜜の流れる地です』。 ことを明言された。」れ主は誉と良き名と栄えとをあなたに与まれた。」は、は、は、ないされているためない。 の民とされること、また、あなたがそのすべての命令を守るべき あなたは主をあなたの神とし、かつその道に歩み、定めと、戒しい。 ことをあなたに命じられる。それゆえ、あなたは心をつくし、 すみかである天からみそなわして、あなたの民イスラエルと、あ たことがなく、また死人にそれを供えたことがありませんでし なたがわれわれに与えられた地とを祝福してください。 たしに命じられたとおりにいたしました。「mあなたの聖なる べきょう、あなたの神、主はこれらの定めと、 わたしはわたしの神、主の声に聞き従い、すべてあなたがわ あなたは主が言われたように、あなたの神、主の聖なる民と、主の造られたすべての国民にまさるものとされるであろ 主は先に約束されたように、きょう、あなたを自分の宝しゅできょうです。 おきてとを行う これ

神、主こいがあるたの神、さればなられてあなたの神、さればなら の上に明らかに書きしるさなすればなっよい。付ればならない。<あなたはこの律法のすべての言葉をその行ければならない。<あなたはこの律法のすべての言葉をその行 を築かなければならない。鉄の器を石に当てず、<自然のまま きずこの、この、この、この、この、この、この、この、この、このでは、この、またそこにあなたの神、主のために、祭壇、すなわち石の祭壇、かまただん。この、このだん 渡ったならば、わたしが、きょう、あなたがたに命じるそれらのさなければならない。四すなわち、あなたがたが、ヨルダンを をささげて、その所で食べ、あなたの神、主の前で喜び楽しまない。 石をエバル小に立て、それにしっくいを塗らなければならない。 り、三そしてあなたが渡って、あなたの先祖たちの神、 はいる時、あなたは大きな石数個を立てて、それにしっくいを塗 しが、きょう、 モーセとイスラエルの長老たちとは民に命じて言った、「わ 主に燔祭をささげなければならない。

もまた酬恩祭の犠

しゅ

はさい あなたがたに命じるすべての戒めを守りなさ 主のために祭壇を築き、その上であなたのしゅ 主が約束

ての人々に言った、「イスラエルよ、静かに聞きなさい。 ヵまたモーセとレビびとたる祭司たちとは、 あなたの神、 主の民となった。10それゆえ、 イスラエ ル へのすべ あなた あな

は

きよう、

めとを行わなければならない」。
・ハンルをの神、主の声に聞き従い、わたしが、きょう、命じる戒めと定

こ その日またモーセは民に命じて言った、三「あなたがたがヨースのであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアアメンと言わなければならない。すなわちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフおよびベニヤミン。ニョまた次の人たちはエバル山に立ってのろわなければならない。すなわちシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ダンおよびナフタリ。コースの人たちはエバル山にでイスラエルのすべての人々に告げて言わなければならない。ロースの子の作である刻んだ像、または鋳した像は、主が憎まれるものであるから、それを造って、ひそかに安置する者はのろわれる』。民は、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、みな答えてアアメンと言わなければならない。または、かな答えてアアメンと言わなければならない。またはみなアアメンと言わなければならない。

セ『隣人との土地の境を移す者はのろわれる』。 とは、まずかい。うったもの

Iへ『盲人を道に迷わす者はのろわれる』。民はみなアアメンとメンと言わなければならない。

Iπ『寄留の他国人や孤児、寡婦のさばきを曲げる者はのろわれ言わなければならない。

れる』。民はみなアアメンと言わなければならない。この『父の妻を犯す者は、父を恥ずかしめるのであるからのろわる』。民はみなアアメンと言わなければならない。

わなければならない。
こ『すべて獣を犯す者はのろわれる』。民はみなアアメンと言

に関する。 受けない できょう できょう なアアメン ご言っれる」。 民はみなアアメンと言わなければならない。れる」。 だながない。 いっぱい かんしょ 『父の娘、または母の娘である自分の姉妹を犯す者はのろわら いっぱい まきょうきょう

なければならない。
ここ『妻の母を犯す者はのろわれる』。民はみなアアメンと言わ

みなアアメンと言わなければならない。「玉『まいないを取って罪なき者を殺す者はのろわれる』。

なアアメンと言わなければならない。 これ 『この律法の言葉を守り行わない者はのろわれる』。 民はみ

# 第二八章

あなたの身から生れるもの、地に産する物、家畜の産むもの、すきょう、命じるすべての戒めを守り行うならば、あなたの神、主の声に聞き従うならば、このもろもろの祝、福され、畑でも祝、福されるであろう。三あなろもろの祝、福はあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。三あなたは町の内でも祝福され、畑でも祝福されるであろう。三あなたは町の内でも祝福され、畑でも祝福されるであろう。三あなたは町の内でも祝福され、畑でも祝福されるであろう。三あなたは野の内でも祝福され、畑でも祝福されるであろう。三あなたは、一もしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、一もしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、一もしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、一もしあなたが、あなたの神、主の声によく聞き従い、わたしが、

二 五

四

も祝福され、出るにも祝 かごと、こねばちは祝 福されるであろう。 ^ あ なわち牛の子、 羊の子は祝福されるであろう。 福されるであろう。 なたは、 五またあなたの はいるに

先祖に誓われた地で、主は良い物、すなわちあなたの身から生れせんぞしかり たの神、主の戒めを守り、その道を歩むならば、主は誓われたより、 まり いまし まり まり まり まり かいまい まい ちょう きゅう たま しゃ たま ちょくさく はくさく とり たま たの前で七つの道から逃げ去るであろう。^ 主は命じて祝 福をらせられるであろう。彼らは一つの道から攻めて来るが、あな すれば地のすべての民は皆あなたが主の名をもって唱えられる。 ることはないであろう。 うにあなたを立てて、その聖なる民とされるであろう。「○そう あなたの倉と、あなたの手のすべてのわざにくだし、 を祝 福されるであろう。 にしたがってあなたの地に降らせ、 三主はその宝の蔵である天をあなたのために開いて、 る者、家畜の産むもの、地に産する物を豊かにされるであろう。 のを見てあなたを恐れるであろう。二 主があなたに与えると ようになるであろう。 |戒めに聞き従って、これを守り行うならば、 尾とはならせられないであろう。 まなたはただ栄えて衰え借りることはないであろう。 〓 主はあなたをかしらとなら が起ってあなたを攻める時は、主はあなたにそれを撃ち敗 一四きよう、 きょう、わたしが命じるあなたの神、主 あなたは多くの国民に貸すようにな あなたの手のすべてのわざ わたしが命じるこのすべ あなたは必ずこ 、雨を季節 あなたの 7

> の言葉 てはならな 葉を離れて右または左に曲り、他の神々に従い、それに仕い、または、「はない」を言います。 たいかがみ したが

は、 た肺病と熱病と炎症と間けつ熱と、かんばつと、立ち枯れと、はいいにないである。三主はまる地から、ついにあなたを断ち滅ぼされるであろう。三主はまである。三主は疫病をあなたの身につかせ、あなたが行って取である。 ごも、 懲しめとを送られ、あなたはついに滅び、すみやかにうせ果てる。 に産する物、牛の子、羊の子ものろわれるであろう。 らあなたの上にくだって、 の上の天は青銅となり、 あなたを追い、ついにあなたを滅ぼすであろう。三のなたの頭。 腐り穂とをもってあなたを撃たれるであろう。これらのものは、メ゙ー゙ールル この主はあなたが手をくだすすべての働きにのろいと、混乱 なたは町のうちでものろわれ、 ろもろののろいがあなたに臨み、あなたに及ぶであろう。<br />
ニ あ が命じるすべての戒めと定めとを守り行わないならば、 であろう。これはあなたが悪をおこなってわたしを捨てたから 主はあなたの地の雨を、 つの道から彼らを攻めて行くが、 ます かれ せい かれ まえ とはあなたを敵の前で敗れさせられるであろう。 しゅ てき まえ やぶ はいるにものろわれ、出るにものろわれるであろう。 こねばちものろわれ、「^あなたの身から生れるもの、 あなたの下の地は鉄となるであろう。ニ ちりと、 ついにあなたを滅ぼすであろう。 畑でものろわれ、こもあなたの ほこりに変らせ、 彼らの前で七 きょう、 つつの道から逃っう。あなたは それが天 \_ 九 この パあなた わた 地ゎか

中に住まないであろう。ぶどう畑を作っても、その実を摘み取りても、ほかの人が彼女と寝るであろう。家を建てても、そのとっても、ほかの人が彼女と寝るであろう。家を建てても、その 見せしめとなるであろう。これまたあなたの死体は空のもろもが去るであろう。そしてあなたは地のもろもろの国に恐るべき 行く道で栄えることがなく、ただ常にしえたげられ、かすめられい手探りするように、真昼にも手探りするであろう。あなたはてきない も、 ることがないであろう。三のなたの牛が目の前でほふられて ないであろう。これ主はエジプトの腫物と潰瘍と壊血病とひぜ ろの鳥と、地の獣とのえじきとなり、しかもそれを追い払う者は だ常にしえたげられ、苦しめられるのみであろう。 Em こうして 物はみなあなたの知らない民が食べるであろう。 なたのむすこや娘は他国民にわたされる。あなたの目はそれを るだけで、あなたを救う者はないであろう。三〇あなたは妻をめ であろう。『<また主はあなたを撃って気を狂わせ、目を見えなんとをもってあなたを撃たれ、あなたはいやされることはない あなたは目に見る事柄によって、 いであろう。……あなたの地の産物およびあなたの労して獲た。 なっても、それを救ってあなたに返す者はないであろう。 三 あ で奪われても、返されないであろう。あなたの羊が敵のものに あなたはそれを食べることができず、あなたのろばが目の前。 終日、彼らを慕って衰えるが、あなたは手を施すすべもない。かれ、これである。 心を混乱させられるであろう。これあなたは盲人が暗やみ そしてあなたは地のもろもろの国に恐るべき 気が狂うにいたるであろう。三 あなたは、 た

は、

携えて出ても、その収穫は少ないであろう。いなごがそれを食をする。で、これのですがくすべざとなり、笑い草となるであろう。三へあなたが多くの種を畑にざとなり、笑い草となるであろう。三へあなたが多くできる が取って食べるであろう。四日あなたのうちに寄留する他国人である。四日あなたのもろもろの木、および地の産物は、いなごあなたのものにならないであろう。彼らは捕えられて行くからあなたのものにならないであろう。 彼らは捕えられて行くから に追いついて、あなたを滅ぼすであろう。 エこのもろもろののろいが、あなたに臨み、 ができない。彼はかしらとなり、あなたは尾となるであろう。 くなるであろう。四四彼はあなたに貸し、 ちてしまうからである。四一むすこや、 はその油を身に塗ることができないであろう。 ともないであろう。虫がそれを食べるからである。四○あなた かっても、そのぶどう酒を飲むことができず、その実を集めるこ いつくすからである。 三丸 あなたがぶどう畑を作り、それにつち なたを追いやられるもろもろの民のなかで驚きとなり、 石で造ったほかの神々に仕えるであろう。言もあなたは主があの先祖も知らない国に移されるであろう。あなたはそこで木やサムギ 三×主はあなたとあなたが立てた王とを携えて、あなたもあな の国にはあまねくオリブの木があるであろう。 ますます高くなり、あなたの上に出て、あなたはますます低い 娘があなたに生れても、 あなたは彼に貸すこと これはあなたの神、 あなたを追い、つい その実がみな落 しかし、 物を生じ あなた

あろう。

なたの子孫のうえにあって、しるしとなり、また不思議となるでなたの子孫のうえにあって、しるしとなり、また不思議となるでが守らなかったからである。四<これらの事は長くあなたとあが守らなかったからである。四<これらの事は長くあなたとある。

はてから一つの民を、はげたかが飛びかけるように、あなたに攻にあなたを滅ぼすであろう。習れすなわち主は遠い所から、地の仕えるであろう。敵は鉄のくびきをあなたのくびにかけ、ついい。 喜び楽しんで仕えないので、四、あなたは飢え、かわき、 攻め囲むであろう。 मा あなたは敵に囲まれ、激しく攻めなやませい から せいから から から から から から から から から から という たま から かき しゅったま かき しゅったま かき しゅったま かき しゅったま かき しゅったま 四七あなたがすべての物に豊かになり、 めきたらせられるであろう。これはあなたがその言葉を知らな り、すべての物に乏しくなって、主があなたにつかわされる敵に ついにあなたが頼みとする、堅固な高い石がきをことごとく撃 を食って、あなたを滅ぼし、穀物をも、酒をも、 油をも、牛の むすこ、 oい、温和な男でさえも、自分の兄弟、自分のふと娘の肉を食べるに至るであろう。 MB あなたがたの あなたの神、 自分のふと 主に心から 裸にな

ころの妻、最後に残っている子供にも食物を惜しんで与えず、五ころの妻、最後に残っている子供にも食物を告して、すべてにも与えようとはしないであろう。これは敵があなたのすべてにも与えようとはしないであろう。これは敵があなたのすべてにも与えようとはしないであろう。これは敵があなたのすべての世々を囲み、激しく攻め悩まして、何をもその人に残さないかの町々を囲み、激しく攻め悩まして、何をもその人に残さないかの町々を囲み、激しく攻め悩まして、何をもその人に残さないかの町々を囲み、激しく攻め悩まして、何をもその人に残さないかの町々を囲み、激しく攻め悩まして、東にようなわち柔和で、やさしく、足の裏を土に付けようともしない者でなわち柔和で、やさしく、足の裏を土に付けようともしない者でなわち柔和で、やさしく、足の裏を土に付けようともしない者である。世間からでる後産や、自分の産む子をひそかに食べるである。これは敵があなたの町々を囲み、激しく攻めなやまして、すべての物が欠乏するからである。

せ、かつてわたしがあなたに告げて、『あなたは再びこれを見るであればよいのに』と言うであろう。六~主はあなたを舟に乗て、朝には『ああ夕であればよいのに』と言い、夕には『ああ朝 任えるであろう。 KH その国々の民のうちであなたは安きを得たれてあるらう。 KH その国々の民のうちであなたは安きを得た祖たちも知らなかった木や石で造ったほかの神々にあなたはたがたを散らされるであろう。その所で、あなたもあなたの られるが、だれも買う者はないであろう」。されるであろう。あなたがたはそこで男女の奴隷として敵に売されるであろう。 させられるであろう。キボあなたの命は細い糸にかかっているで、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を打ちしおれ ことはない』と言った道によって、あなたをエジプトへ連れもど あろう。 地のこのはてから、かのはてまでのもろもろの民のうちにあな ようになり、夜昼恐れおののいて、その命もおぼつかなく思うでいる。 たがたは、 主は今あなたがたを滅ぼし絶やすのを喜ばれるであろう。 また足の裏を休める所も得られないであろう。 たせあなたが心にいだく恐れと、目に見るものによっます。 はいって取る地から抜き去られるであろう。 <四主はなたがたを滅ぼし絶やすのを喜ばれるであろう。 あな 主はその所

です。 はやく ことば これは主がモーセに命じて、モアブの地でイスラエルの人々 object of the control of こ結ばせられた契約の言葉であって、 はす ホレブで彼らと結ばれた

> 契約され のほ かのものであ

あろう。 間、あなたがたを導いて荒野を通らせたが、あなたがたの身につめばた 目に見させず、耳に聞かせられなかった。まわたしは四十年ののである。四しかし、今日まで主はあなたがたの心に悟らせず、のである。四しかし、今日まで主はあなたがたの心に悟らせず、 ならない。そうすればあなたがたのするすべての事は栄えるで 至った。ょあなたがたがこの所にきたとき、ヘシボンの王シホンあなたがたは、わたしがあなたがたの神、主であることを知るに たパンも食べず、ぶどう酒も濃い酒も飲まなかった。 けた着物は古びず、足のくつは古びなかった。^^あなたがたはま その大きな試みと、しるしと、大きな不思議とをまのあたり見た。 の全地とにせられたすべての事をまのあたり見た。三すなわち たがたは主がエジプトの地で、パロと、そのすべての家来と、そ え、あなたがたはこの契約の言葉を守って、それを行わなければ ドびとと、マナセびとの半ばとに、嗣業として与えた。ヵそればなど、マナセびとの半ばとに、嗣業として与えた。ヵた は彼らを撃ち敗って、<その地を取り、これをルベンびとと、ガ と、バシャンの王オグがわれわれを迎えて戦ったが、 こうして われわれ

さい者たちも、妻たちも、 10あなたがたは皆、 かさたちなど、 すなわちあなたがたの部族のかしらたち、長老たち、つずなわちあなたがたの部族のかしらたち、長老を含う イスラエルのすべての人々、こあなたがたの きよう、 宿営のうちに寄留している他国人も、 あなたがたの神、 主の前に立って

に立って、 れと共にいない者とも結ぶのである。 にわれわれと共に立っている者ならびに、きょう、ここにわれわ を結ぶのではない。「ぁきょう、ここで、 立てて自分の民とし、またみずからあなたの神となられるためた。 ブラハム、 は主がさきにあなたに約束されたように、またあなたの先祖ア である。 あなたのために、たきぎを割る者も、水をくむ者も、 のではない。|mきょう、ここで、われわれの神、主の前。|四わたしはただあなたがたとだけ、この契約と誓いと イサク、ヤコブに誓われたように、 主の契約と誓いとに、はいろうとしている。 三あなたの神、 主が、きょう、あなたと結ばれるあ われわれの神、 きょう、 、みな主の あなたを

しいではできます。 ここ は、この地の災を見、主がこの地にくださ遠い国から来る外国人は、この地の災を見、主がこの地にくださん、すなわちあなたがたののちにされるであろう。 こ 後の代の中のもろもろののろいのようにされるであろう。 こ 後の代の中のもろもろののろいのようにされるであろう。 こ 後の代の中のもろもろかの人を区別して災をくだし、この律法の書にしるされた契約のなか。 というとう ない というとう はい この この はい この この はい この にい この はい この はい この はい この はい この にい この はい この にい この はい この にい この にい この はい この にい この 契約をすて、〒不行って彼らの知らない、また授からない、まいけいが 主がエジプトの国から彼らを導き出して彼らと結ばれた神、主がエジプトの国から彼らを書きってあろう、『彼らはその先祖でゆえか』。 〒 そのとき人々は言うであろう、『彼らはその先祖ではこのようなことをされたのか。この激しい大いなる怒りは「にこのようなことをされたのか。この激しい大いなる怒りは「 国に投げやられた。今日見るとおりである』。 大いなる憤りとをもって彼らをこの地から抜き取って、大いなる憤りとをもって彼らをこの地から抜き取って、のろいをこれにくだし、三へそして主は怒りと、はげしいのろいをこれにくだし、三へそして主は怒りと、はげしい 彼の上に加え、主はついにその人の名を天の下かかれ、うえ、くる。ことをりとねたみを発し、この書物にしるされたすべい。 の神々に仕えて、それを拝んだからである。これそれゆえ主はこの神々に仕えて、それを拝んだからである。これそれゆえより すなわち、もろもろの国民は言うであろう、『なぜ、 ドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムの破滅のようである。 れた病気を見て言うであろう。ニューー の地にむかって怒りを発し、この書物にしるされたもろもろの。 .にその人の名を天の下から消し去らい書物にしるされたすべてののろい 全地は硫黄となり、塩と
ぜんち いおう なる怒りは何い、主はこの地 ほ か  $\mathcal{O}$ 

©れた事はわれわれの神、主に属するものである。 しかし表く こと

二九

46

れにこの律法のすべての言葉を行わせるのである。わされたことは長くわれわれとわれわれの子孫に属し、われわ

# 第三〇章

命じるすべてのことにおいて、心をつくし、精神をつくして、主めなたの子供も共にあなたの神、主に立ち帰り、わたしが、きょう、なたの子供も共にあなたの神、主に立ち帰り、わたしが、きょう、 ろいの事があなたに臨み、あなたがあなたの神、主に追いやられ あなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたをして、 するに至るであろう。主はまたあなたを栄えさせ、数を増して たの先祖が所有した地にあなたを帰らせ、あなたはそれを所有 の声に聞き従うならば、三あなたの神、主はあなたを再び栄えさ たもろもろの国民のなかでこの事を心に考えて、ニあなたもあ - わたしがあなたがたの前に述べたこのもろもろの祝福と、 てあなたに命を得させられるであろう。tあなたの神、タゥム 心をつくし、精神をつくしてあなたの神、主を愛させ、こうしいなった。 先祖たちよりも多くされるであろう。^そしてあなたの神、主はせんで あなたを迫害する敵と、あなたを憎む者とに、このもろもろ 、あなたの神、 主はあなたを散らされた 主はま の

ののろいをこうむらせられるであろう。^ しかし、あなたは再びあすべてのことと、あなたの身から生れる者と、家畜の産むものと、地に産する物を豊かに与えて、あなたを栄えさせられるであろう。すなわち主はあなたの失祖たちを喜ばれたように再びあなたを喜んで、あなたを栄えさせられるである方。すなわち主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを喜んで、あなたを栄えさせられるであたが、あなたの神、主の声に聞きしたがい、この律法の書にしるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと定めとを守り、心をつくし、精神をつくしてあるされた戒めと言いない。

こ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう、あなたに命じるこの戒めは、むずかしいこ わたしが、きょう

なたの前に置いた。I☆すなわちわたしは、きょう、あなたにあIffi見よ、わたしは、きょう、命とさいわい、および死と災をあい。☆

なたの神、 主につき従わなければならない。そうすればあなたは命を得います。 を渡り、はいって行って取る地でながく命を保つことができな。 しあなたが心をそむけて聞き従わず、誘われて他の神々を拝み、たいないできょう。 うすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができる に対する証人とする。わたしは命と死および祝福とのろいを いであろう。「ヵわたしは、きょう、天と地を呼んであなたがた それに仕えるならば、「ヘわたしは、きょう、あなたがたに告げ が行って取る地であなたを祝福されるであろう。」もしかし、 らえ、その数は多くなるであろう。 またあなたの神、主はあなた コブに与えると誓われた地に住むことができるであろう」。 であろう。このすなわちあなたの神、主を愛して、その声を聞き、 あなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そ とを守ることを命じる。それに従うならば、あなたは生きなが あなたがたは必ず滅びるであろう。あなたがたはヨルダン 主を愛し、その道に歩み、その戒めと定めと、 おきて

### **外三一章**

なり、もはや出入りすることはできない。 また主はわたしに『お告げて、『彼らに言った、「わたしは、きょう、すでに百二十歳に『そこでモーセは続いてこの言葉をイスラエルのすべてのひに

た。このそしてモーセは彼らに命じて言った、「七年の終りごと子孫である祭司およびイスラエルのすべての長 老たちに授け子孫でもる祭司およびイスラエルのすべての長 老たちに授けれ モーセはこの律法を書いて、主の契約の箱をかつぐレビのカ モーセはこの

の神、主があなたと共に行かれければならない。彼らを恐れ、 で彼に言った、「あなたはこの民と共に行き、主が彼らの先祖たな、というないというないとなった。」というないでは、サイドセーセはヨシュアを呼び、イスラエルのすべての人の目の前に、 これらの国々の民を滅ぼし去って、あなたにこれを獲させられ た の神、 神、 共におり、あなたを見放さず、見捨てられないであろう。 ちに与えると誓われた地に入るのであるから、あなたは強く、か に行わなければならない。↑あなたがたは強く、かつ勇ましくな。\*\*\* ら、あなたがたはわたしが命じたすべての命令のとおりに彼ら を滅ぼされるであろう。
虽主は彼らをあなたがたに渡されるか とオグおよびその地にされたように、彼らにもおこなって彼ら るであろう。また主がかつて言われたように、ヨシュアはあな はならない、おののいてはならない」。 つ勇ましくなければならない。あなたは彼らにそれを獲させる。 たを率いて渡るであろう。四主がさきにアモリびとの王シホン まえはこのヨルダンを渡ることはできない』と言われた。『あ であろう。<主はみずからあなたに先立って行き、またあなたと 主はみずからあなたに先立って渡り、あなたの前から、 おののいてはならない。 恐れて あなた

ない。そうすれば彼らはあなたがたの神、主を恐れてこの律法人など民を集め、彼らにこれを聞かせ、かつ学ばせなければならに |四主はまたモーセに言われた、「あなたの死ぬ日が近づいてい 地にながらえる日のあいだ常にそうしなければならない」。 の言葉を、ことごとく守り行うであろう。「三また彼らの子供た」。 とを学ぶであろう。 ちでこれを知らない者も聞いて、あなたがたの神、主を恐れるこ ヨシュアを召して共に会見の幕屋に立ちなさい。 ち、 ^るしの年の定めの時になり、 あなたがたがヨルダンを渡って行って取る 主の前に出るため、 かりいおの ルのすべての ニーすな む れ

0)

隠すゆえに、彼らは滅ぼしつくされ、多くの災と悩みが彼らに臨れていた。なれて怒りを発し、彼らを捨て、わたしの顔を彼らになれているという。また、なれているというでは、なれている。またの日には、わたししが彼らと結んだ契約を使るであろう。こせその日には、わたししがなれています。 て行く地の異なる神々を慕って姦淫を行い、わたしを捨て、わたと、は、いち、いからがあった。からいないませんと一緒になるであろう。そのときこの民はたちあがり、はいっいっしょ 〒 主はモー せに言われた、「あなたはまもなく眠って先祖 たち

> わたしが誓った地に彼らを導き入れる前、すでに彼らが思いは彼らの子孫の口にあって、彼らはそれを忘れないからである。)タポ その日、この歌を書いてイスラエルの人々に教えた。 の歌は彼らに対して、あかしとなるであろう。 しるし、イスラエルの人々に教えてその口に唱えさせ、この歌 て、 がわれわれに臨むのは、 かっている事をわたしは知っているからである」。三 モ イスラエルの人々に対するわたしのあかしとならせなさい。こ ないからではないか』。「へし であろう。そこでその日、 われわ 彼らは言うであろう、 れの神がわれわれのうちにおら 彼らがほかの神々に帰しかるがみ (それはこの歌が 『これらの ] セは

ない。 二四 Im 主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた、「あなたはイスラ いるであろう」。 ールの人々をわたしが彼らに誓った地に導き入れなければなら モー それゆえ強くかつ勇ましくあれ。わたしはあなたと共に

工

五 モ モーセは主の契約の箱をかつぐレビびとに命じてかこの律法の言葉を、ことごとく書物に書き かつぐレビびとに命じて言っことごとく書物に書き終った

時き

た、三、「この律法の書をとって、あなたがたの神、主の契約のた、三、「この律法の書をとって、あなたにむかってあかしをするものとしなさい。三 わたしはあなたのそむくことと、かたくななこととを知っている。きょう、わたしが生きながらえて、あなたがたと一緒にいる間ですら、あなたがたは主にそむいた。ましてわたしが死んだあとはどんなであろう。三、あなたがたの部族のすべての長。老たちと、つかさたちをわたしのもとに集めなさい。わたしはこれらの言葉を彼らに語り聞かせ、天と地となざい。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わならいる。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わいる。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わいる。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わならいるのではらにむかってあかしさせよう。三、わたしは知っている。わたしが死んだのち、あなたがたは必ず悪い事をして、わならいるのでは、これは主の悪と見られることを行い、あなたがたに臨むであろう。これは主の悪と見られることを行い、あなたがたのである」。

# 第三二章

わたしの言葉は露のようにしたたるであろう。これたしの教は雨のように降りそそぎ、地よ、わたしの口の言葉を聞け。って天よ、耳を傾けよ、わたしは語る、「「天よ、」な、かない。これはいいである。これでは、

代々の年を思え。 t いにしえの日を覚え、 四主は岩であって、そのみわざは全く、 しゅ う では、 このようにして主に報いる た愚かな知恵のない民よ、 たみ たみ я 彼らは主にむかって悪を行い、 義であって、正である。 その道はみな正しい。 ョわたしは主の名をのべよう、 なり、 あなたを堅く立てられたあなたの父ではない 主はあなたを生み、あなたを造り、 そのきずのゆえに、もはや主の子らではなく、 主は真実なる神であって、偽りなく、 われわれの神に栄光を帰せよ。 青草の上にくだる夕立ちのように。

のように
のようだ 若草の上に降る小雨のように、 よこしまで、嫐ったやからである。 0)

へいと高き者は人の子らを分け、彼らはあなたに語るであろう。

かなたの父に問え、

彼はあなたに告げるであろう。

長老たちに問え、

「四牛の凝、乳、ギの乳、 おの中から蜜を吸わせ、 とい岩から油を吸わせ、 をたいお きょう すせ、 をたいお きょう すっし きょう から 蜜を吸わせ、 その子の上に舞いかけり、 こわしがその巣のひなを呼び起し、 小羊と雄羊の脂肪、 |三主は彼に地の高き所を乗り通らせ、 三主はただひとりで彼を導かれて、 そのつばさの上にこれを負うように、 その羽をひろげて彼らをのせ 目のひとみのように守られた。 これを巡り囲んでいたわり、 ほかの神々はあずからなかった。 シャンの牛と雄やぎ、

> 救の岩を侮った。 自分を造った神を捨て、 小麦の良い物を食わせられた。 あなたは肥え太って、つややかになり、 またあなたはぶどうのしるのあわ立つ酒を飲んだ。 | 虽しかるにエシュルンは肥え太って、足でけった。

もろもろの民の境を定められた。

イスラエルの子らの数に照して、

諸国民にその嗣業を与えられたとき、

れ主の分はその民であって、

- ○主はこれを荒野の地で見いだし、

獣のほえる荒れ地で会い、

ヤコブはその定められた嗣業である。

憎むべきおこないをもって主の怒りをひき起した。「<彼らはほかの神々に仕えて、主のねたみを起し、 それは彼らがかつて知らなかった神々、 |も彼らは神でもない悪霊に犠牲をささげた。

自分を造った神を忘れた。 Iへあなたは自分を生んだ岩を軽んじ、 先祖たちの恐れることもしなかった者である。

そのむすこ、娘を怒ってそれを捨てられた。 元主はこれを見、

IO そして言われた、

三一彼らは神でもない者をもって、 真実のない子らである。 彼らはそむき、もとるやから、 わたしは彼らの終りがどうなるかを見よう。

『わたしはわたしの顔を彼らに隠そう。

51

あだびとはまちがえて言うであろう、

愚かな民をもって、彼らを怒らせるであろう。

偶像をもって、わたしを怒らせた。わたしにねたみを起させ、

わたしはあだを返し、報いをするであろう。 三五 彼らの足がすべるとき、 三四 これはわたしのもとにたくわえられ、 まむしの恐ろしい毒のようである。

そのぶどうは毒ぶどう、そのふさは苦い。

またゴモラの野から出たもの、

Ⅲ そのぶどう酒はへびの毒のよう、

三一彼らのぶどうの木は、

ソドムのぶどうの木から出たもの、

われらの敵もこれを認めている。

こ、彼らの犠牲のあぶらを食い、 こ、彼らの犠牲のあぶらを食い、 立ちあがってあなたがたを助けさせよ、 立ちあがってあなたがたを助けさせよ、 あなたがたを守らせよ。 これ今見よ、わたしこそは彼である。 わたしのほかに神はない。 わたしは殺し、また生かし、 わたしは殺し、また生かし、 わたしは殺し、また生かし、 わたしは殺し、また生かし、 わたしは殺し、また生かし、 わたしは殺し、また生かし、

て行って取る地で、長く命を保つことができるであろう」。 四日 モーセとヌンの子ヨシュアは共に行って、この歌の言葉を、 たがたにとって、むなしい言葉ではない。これはあなたがたの を守り行うことを命じなければならない。四もこの言葉はあない。は、まじな ての言葉を心におさめ、子供たちにもこの律法のすべての言葉 ことごとく民に読み聞かせた。四五モーセはこの言葉を、ことご いのちである。この言葉により、あなたがたはヨルダンを渡っ とくイスラエルのすべての人に告げ終って、四々彼らに言った、 あなたがたはわたしが、きょう、あなたがたに命じるこのすべ 四三国々の民よ、主の民のために喜び歌え。敵の長髪の頭の肉を食わせるであろう」』。 殺された者と捕えられた者の血を飲ませ、わたしのつるぎに肉を食わせるであろう。 その民の地の汚れを清められるからである」。その敵にあだを返し、 四二 わたしの矢を血に酔わせ わたしを憎む者に報復するであろう。 わたしは敵にあだを返し、 手にさばきを握るとき 四つわたしがきらめくつるぎをとぎ、 主はそのしもべの血のために報復し、

彼らの頼みとした岩はどこにあるか。

Et そのとき主は言われるであろう、

『彼らの神々はどこにいるか、

もはやいなくなったのを、主が見られるからである。

彼らの破滅は、彼らの災の日は近く、

これは彼らの力がうせ去り、

つながれた者もつながれない者も、

そのしもべらにあわれみを加えられるであろう。

Ex 主はついにその民をさばき、すみやかに来るであろう。

四、この日、主はモーセに言われた、Bh 「あなたはエリコに対す た

るモアブの地にあるアバリム山すなわちネボ山に登り、わたしるモアブの地にあるアバリム山すなわちネボ山に登り、わたししがイスラエルの人々に与えて獲させるカナンの地を見渡たせ。あるメリバテ・カデシの水のほとりで、イスラエルの人を望なったようになるであろう。エニこれはあなたがたがチンの荒野にたようになるであろう。エニこれはあなたがたがチンの荒野にたようになるであろう。エニこれはあなたがたがチンの荒野にたようになるであろう。エニこれはあなたがたがチンの荒野にたようになるであろう。エニこれはあなたがたがチンの荒野にたようになるであろう。エニそれであなたはわたしがイスラエルの人々に与える地を、目の前に見るであろう。しがイスラエルの人々に与える地を、目の前に見るであろう。しがイスラエルの人々に与える地を、目の前に見るであろう。しかし、その地に、はいることはできない」。

彼らはあなたの足もとに座して、タポ

# 第三三章

祝福の言葉は次のとおりである。「誰の人モーセは死ぬ前にイスラエルの人々を祝福した。」。

パランの山から光を放たれ、 セイルからわれわれにむかってのぼられ 「主はシナイからこられ、

その右の手には燃える火があった。まらずの聖者の中からこられた。

すべて主に聖別されたものは、み手のうちにある。『まことに主はその民を愛される。

彼は自分の兄弟をも認めず

名を見いて、高い当にもつください。 へレビについては言った、 かつてあなたに仕える人に与えてください。 かつてあなたはマッサで彼を争われた。 かつてあなたはマッサで彼を訪み、 かつてあなたはマッサで彼を試み、 かでのほとりで彼と争われた。 かれてかれた。 かれたのが、その母について言った、 かれない。 かれたしは彼らを顧みない』。

立ち上がることのできないようにしてください」。
なたできるできると、彼を憎む者との腰を打ち砕いて、彼に逆らう者と、彼の手のわざを喜び受けてください。 燔祭を祭壇の上にささげる。 葉香をあなたの前に供え、 薫香をあなたの前に供え、 こ主よ、彼の力を祝福し、 下に横たわる淵の賜物、 上なる天の賜物と露、 その肩の間にすまいを営まれるであろう」。 主は終日、 しゅ しゅうじっ かれ まも 彼は安らかに主のそばにおり、かれ \*\*\* あなたの律法をイスラエルに教え 一の彼らはあなたのおきてをヤコブに教え、 あなたの契約を守ったからである。 「どうぞ主が彼の地を祝福されるように。 三ヨセフについては言った、 三ベニヤミンについては言った、 主に愛される者、 日によって産する尊い賜物、 彼を守り、

彼らはあなたの言葉にしたがい、自分の子供をも顧みなかった。

地のはてにまで及ぶ。 これをもって国々の民をことごとく突き倒し、 その角は野牛の角のよう、 その兄弟たちの君たる者の頭の頂にくだるように。 月によって生ずる尊い賜物、 またこのような者はマナセに幾千とある」。 このような者はエフライムに幾万とあり、 こせ彼の牛のういごは威厳があり ヨセフの頭に臨み、 とこしえの丘の尊い賜物、 イッサカルよ、あなたは天幕にいて楽しみを得よ。 しばの中におられた者の恵みが | 六地とそれに満ちる尊い賜物、 |五いにしえの山々の産する賜物、 ゼブルンよ、あなたは外に出て楽しみを得よ。 | <ゼブルンについては言った、

「ガドを大きくする者は、ほむべきかな。このガドについては言った、

砂に隠れた宝を取るからである」。

こ五あなたの貫の木は鉄と青銅、 湖とその南の地を所有する」。 威光をもって空を通られる。 あなたを助けるために天に乗り、 IK 「エシュルンよ、神に並ぶ者はほかにない。 あなたの力はあなたの年と共に続くであろう」。 その足を油にひたすことができるように。 彼はその兄弟たちに愛せられ、 Im アセルについては言った、 主の祝福に満ちて、 Im ナフタリについては言った、 バシャンからおどりでる」。 「ナフタリよ、あなたは恵みに満たされ アセルは他の子らにまさって祝福される。

> ニモとこしえにいます神はあなたのすみかであり、 下には永遠の腕がある。

敵をあなたの前から追い払って、

『滅ぼせ』と言われた。

IN イスラエルは安らかに住み、 ヤコブの泉は穀物とぶどう酒の地に、

彼は民のかしらたちと共にきて、

イスラエルと共に主の正義と審判とを行った」。

三ダンについては言った、

三彼は初穂の地を自分のために選んだ。

そこには将軍の分も取り置かれていた。

腕や頭の頂をかき裂くであろう。ガドは、ししのように伏し、

ししのように伏し、

ひとりいるであろう。

また天は露をくだすであろう。

In イスラエルよ、あなたはしあわせである。

<sup>しゅ すく</sup> だれがあなたのように、

主はあなたを助ける盾、たったったったったったったったったった。 主に救われた民があるであろうか。

あなたの威光のつるぎ、

あなたの敵はあなたにへつらい服し、 あなたは彼らの高き所を踏み進むであろう」。

# 三四章

ピスガの頂へ行った。そこで主は彼にギレアデの全地をダンまった。それではまずがある。またが、エリコの向かいの「モーセはモアブの平野からネボ山に登り、エリコの向かいの の全地を西の海まで示し、ミネゲブと低地、すなわち、しゅろので示し、ニナフタリの全部、エフライムとマナセの地およびユダで示し

町エリコの谷をゾアルまで示された。四そして主は彼に言われ で表と言って誓った地はこれである。わたしはこれを あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき あなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはでき がい。五こうして主のしもベモーセは主の言葉のとおりにモア ブの地で死んだ。本主は彼をベテペオルに対するモアブの地の だで葬られたが、今日までその墓を知る人はない。セモーセは死 んだ時、百二十歳であったが、目はかすまず、気力は衰えていな かった。ハイスラエルの人々はモアブの平野で三十日の間 モー セのために泣いた。そしてモーセのために泣き悲しむ日はつい は終った。

れまった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれまいの子ョシュアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセがれる恐るべき事をおこなった。

# ヨシュア記

#### 第一章

領域は、荒野からレバノンに及び、また大川ユフラテからヘテリように、あなたがたに与えるであろう。四あなたがたのしたように、あなたがたに歩えるであろう。四あなたがたの 見捨ることもしない。<強く、また雄々しくあれ。あなたはこの含まてと共におるであろう。わたしはあなたを見放すことも、 びとの全地にわたり、日の入る方の大海に達するであろう。ヵあ 書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうしょ のしもベモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行せなければならない。セただ強く、また雄々しくあって、わたし ンを渡り、わたしがイスラエルの人々に与える地に行きなさい。 てあなたが行くところで、勝利を得るためである。^この律法の い、これを離れて右にも左にも曲ってはならない。それはすべい。 民に、わたしが彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を獲さ ひとりもないであろう。わたしは、モーセと共にいたように、あ なたが生きながらえる日の間、 え、今あなたと、このすべての民とは、共に立って、このヨルダ シュアに言われた、=「わたしのしもベモーセは死んだ。それゆ - 主のしもベモーセが死んだ後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨ あなたに当ることのできる者は、

の地に帰って、それを保つことができるであろう」。 | \* 彼らはの地に帰って、それを保つことができるであろう」。 | \* 彼らはの地に帰って、それを保つことができるである。

#### 第二章

して彼女は言った、「確かにその人々はわたしの所にきました。とい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかなさい。彼らは行って、名をラハブという遊女の家にはいり、なさい。彼らは行って、名をラハブという遊女の家にはいり、方者があったので、『エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、『エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、『エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、『エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったので、『エリコの王は人をやってラハブに言った、う者があったの「あなたの病にきて、あなたの家にはいった人々をここへ出しなさい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかさい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかさい。彼らはこの国のすべてを探るためにきたのです」。四しかさい。彼らは言った、「確かにその人々はわたしの所にきました。そことはない。ないは、ないでは、シッテムから、ひそかにふたりの氏にをいい。

人々は全く勇気を失ってしまいました。 干されたこと、およびあなたがたが、ヨルダンの向こう側にいたジプトから出てこられた時、主があなたがたの前で紅海の水をのいていることをわたしは知っています。 10 あなたがたがエ 上の天にも、下の地にも、神でいらせられるからです。こそれ - わたしたちはそれを聞くと、 心は消え、 に賜わったこと、わたしたちがあなたがたをひじょうに恐れて ふたりを、全滅されたことを、わたしたちは聞いたからです。こ の所にきた。πそして彼らに言った、「主がこの地をあなたがた たがたも、 で、どうか、 アモリびとのふたりの王シホンとオグにされたこと、 いること、そしてこの地の民がみなあなたがたの前に震えおいること、そしてこの地の民がみなあなたがたの。 わたしの父の家を親切に扱われることをいま主をさ、わたしがあなたがたを親切に扱ったように、あな あなたがたの神、 あなたがたのゆえに すなわ

たを救います。また主がわれわれにこの地を賜わる時、たまないます。 ことを他に漏らさないならば、われわれは命にかけて、あなたが がたを親切に扱い、真実をつくしましょう」。 たりの人は彼女に言った、「もしあなたがたが、われわれのこの せ、わたしたちの命を救って、死を免れさせてください」。 い、確かなしるしをください。「三そしてわたしの父母、 姉妹およびすべて彼らに属するものを生きながらえさいまい あなた 。 - ... - ...

人自身のこうべに帰すでしょう。われわれに罪はありません。やみじらん。アロから外へ出て、血を流されることがあれば、その責めはそのとくち の家族をみなあなたの家に集めなさい。「カひとりでも家のの家族をみなあなたの家に集めなさい。」カおよびあなたの父地に討ち入る時、わたしたちをつりおろした窓に、この赤い糸の地に討ち入る時、われわれは罪を犯しません。「ハわれわれがこのいだ」の人は彼女に言った、「あなたがわれわれに誓わせたこのふだりの人は彼女に言った、「あなたがわれわれに誓わせたこの しかしあなたの家の中にいる人に手をかけて血を流すことがあ その責めはわれわれのこうべに帰すでしょう。こっまたあ れわれのこのことを他に漏らすならば、あなたがわ

> しょう」。こうして彼らを送り出したので、彼らは去った。そしこ ラハブは言った、「あなたがたの仰せのとおりにいたしま て彼女は赤いひもを窓に結んだ。 誓わせた誓いについては、 われわれに罪はありません」。

わ

与えになりました。この国の住民はみなわれわれの前に震え言った、「ほんとうに主はこの国をことごとくわれわれの手におその身に起ったことをつぶさに述べた。三四そしてヨシュアにその身に起ったことをつぶさに述べた。 はまた山を下り、川を渡って、ヌンの子ヨシュアのもとにきて、 ついに見つけることができなかった。ニニこうしてふたりの人 0) のいています」。

#### 第

お

所を出っ 主の契約の箱をかきあげるのを見るならば、あなたがたはそのというです。 ここ日の後、つかさたちは宿営の中を行き巡り、三民に宿った。三三日の後、つかさたちは宿営の中を行き巡り、三民に宿った。三三日の後、コルダンに行き、それを渡らずに、そこシッテムを出立して、ヨルダンに行き、それを求めずに、そこシッテムを出立して、ヨルダンに行き、それを求めずに、そこ ば ヨシュアは朝早く起き、イスラエルの人々すべてとともに あなたがたは行くべき道を知ることができるであろう。 立して、そのあとに従わなければならない。四そうすれ

知らせるであろう。<あなたは契約の箱をかく祭司たちに命じがモーセと共にいたように、あなたとともにおることを彼らに ここに近づいて、あなたがたの神、主の言葉を聞きなさい」。一〇 行くと、すぐ、ヨルダンの中に立ちとどまらなければならない t主はヨシュアに言われた、「きょうからわたしはすべてのイス アは祭司たちに言った、「契約の箱をかき、民に先立って渡りない。 に先立ってヨルダンを渡ろうとしている。 三 それゆえ、今、イ ず追い払われることを、次のことによって、あなたがたは知るで と、ペリジびと、ギルガシびと、アモリびと、エブスびとを、必じ そしてヨシュアは言った、「生ける神があなたがたのうちにおい て言わなければならない、『あなたがたは、ヨルダンの水ぎわへ ラエルの前にあなたを尊い者とするであろう。こうしてわたし さい」。そこで彼らは契約の箱をかき、民に先立って進んだ。 があなたがたのうちに不思議を行われるからである」。 ^ ヨシュ アはまた民に言った、「あなたがたは身を清めなさい。あす、主 スラエルの部族のうちから、部族ごとにひとりずつ、合わせて十 あろう。こごらんなさい。全地の主の契約の箱は、 でになり、あなたがたの前から、カナンびと、ヘテびと、ヒビび い』」。ヵヨシュアはイスラエルの人々に言った、「あなたがたは おかなければならない。それに近づいてはならない」。ヵヨシュ し、あなたがたと箱との間には、おおよそ二千キュビトの距離をなたがたは前にこの道をとおったことがないからである。 しか なたがたは前にこの道をとおったことがないからである。 あなたがた

くなるであろう」。

こ人を選びなさい。「三全地の主なる神の箱をかく祭司たちの上が、ヨルダンの水の中に踏みとどまる時、ヨルダンの水はとが、ヨルダンの水の中に踏みとどまる時、ヨルダンの水はなが、ヨルダンの水の中に踏みとどまる時、ヨルダンの水は、一人を選びなさい。「三全地の主なる神の箱をかく祭司たちの二人を選びなさい。」

「四こうして民はヨルダンを渡り終った。
「四こうして民はヨルダンを渡り終った。」といった。そして民はヨルダンを渡りらして天幕をいで立ち、祭司には、一一ヨルダンは刈入れの間中、岸一面にあふれるのであるが、一一三、上から流れくだる水はとどまって、はるか遠くあるが、一一三、上からにある町アダムのあたりで、うず高く立められたので、民はエリコに向かって渡った。」とすべてのイとめられたので、民はエリコに向かって渡った。」とすべてのイとめられたので、民はエリコに向かって渡った。」とすべてのイとめられたので、民はエリコに向かって渡った。」とすべてのイスラエルが、かわいた地を渡って行く間、との契約の箱をかく着祭司たちは、ヨルダンを渡り終った。

#### 第四章

を踏みとどめたその所から、石十二を取り、それを携えて渡り、び、三彼らに命じて言いなさい、『ヨルダンの中で祭司たちが足び、『彼らに命じて言いなさい、『ヨルダンの中で祭司たちが足に民のうちから、部族ごとにひとりずつ、合わせて十二人を選「民が皆、ヨルダンを渡り終った時、主はヨシュアに言われた、「民が皆、ヨルダンを渡り終った時、主はヨシュアに言われた、「

これはあなたがたのうちに、しるしとなるであろう。後の日にがって、おのおの石一つを取り上げ、肩にのせて運びなさい。メ゙レタンの中に進み入り、イスラエルの人々の部族の数にしたいダンの中。違・ はっしん 言った、「あなたがたの神、主の契約の箱の前に立って行き、ヨて定めておいた十二人の者を召し寄せ、禹ヨシュアは彼らに てモーセがヨシュアに命じたとおりである。民は急いで渡っすべて行われてしまうまで、ヨルダンの中に立っていた。すべ ^ イスラエルの人々はヨシュアが命じたようにし、主がヨシュ すなわちその箱がヨルダンを渡った時、ヨルダンの水が、せきと わけですか。と問うならば、セその時あなたがたは彼らに、 なって、 二の石を立てたが、今日まで、そこに残っている。この箱をかく は永久にイスラエルの人々の記念となるであろう」。 められたことを告げなければならない。こうして、それらの石 しヨルダンの水が、主の契約の箱の前で、せきとめられたこと、 はイスラエルの人々のうちから、部族ごとに、ひとりずつ、 、いし、た こんにち のこ はこ はこ)中で、契約の箱をかく祭司たちが、足を踏みとどめた所に、十なが、けいやく はこ さいし (あなたがたが宿る場所にすえなさい。)。 『そこでヨシュア あなたがたの子どもたちが、『これらの石は、 主がヨシュアに命じて、民に告げさせられた事が、 どうした むか かね

た。二民がみな渡り終った時、主の箱と祭司たちとは、民の見まれたので、彼らはみなモーセを敬ったように、ヨシュアをで、者とされたので、彼らはみなモーセを敬ったように武装して、イスシェインをで、者とされたので、彼らはみなモーセを敬ったように武装して、イスカールの人の者が戦うため、主の前に渡って、エリコの平野に着いよそ四万の者が戦うため、主の前に渡って、エリコの平野に着いよそ四万の者が戦うため、主の前に渡って、エリコの平野に着いよそ四万の者が戦うため、主の前に渡って、エリコの平野に着いた。「国この日、主はイスラエルのすべての人の前にヨシュアをたっと、「国この日、主はイスラエルのすべての人の前にヨシュアをかった。」とないより、というとは、民の見きない。「とないので、彼らはみなモーセを敬ったように、ヨウィンようとは、民の見た。」とないました。

ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことくあふれた。 ことと、「ヨルダンから上がってきなさい」。 ことの契約の箱をかく祭司たちはヨルダンの中から上がってきたが、祭司たちの足の裏がかわいた地にあがると同時に、ヨルダンのできなさい」。 こと、「ヨルダンから上がってきなさい」。 こと、「ヨルダンから上がってきなさい」。

渡ったのだ』と言って、その子どもたちに知らせなければならなった。ここ『むかしイスラエルがこのヨルダンを、かわいた地にされてエルの人々に言った、「後の日にあなたがたの子どもたちが、そエルの人々に言った、「後の日にあなたがたの子どもたちが、それがしたがとです。」。 そしてヨシュアは、人々がの境にあるギルガルに宿営した。 こっそしてヨシュアは、人々がは、民は正月の十日に、ヨルダンから上がってきて、エリコの東京ない。

のあることを知らせ、あなたがたの神、主をつねに恐れさせるたい。 三 すなわちあなたがたの神、主が、われわれのために紅海を干しからして、われわれを渡らせてくださったのと同じである。 一 このようにされたのは、地のすべての民に、主の手に力る。 一 のころことを知らせ、あなたがたの神、主が、われわれのために紅海を干しからして、われわれを渡らせてくださった。がたのあることを知らせ、あなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなたい。 三 すなわちあなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなたい。 三 すなわちあなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなたい。 三 すなわちあなたがたの神、主はヨルダンの水を、あなた

#### 第王章

ちに、もはや元気もなくなった。 たちと、海べにおるカナンびとの王たちとは皆、主がイスラエルの人々の前で、ヨルダンの水を干しからして、彼らを渡らせられたちと、海べにおるカナンびとの王たちとは皆、主がイスラエルたちと、海でにおるカナンびとの王たちとは皆、主がイスラエルたちと、海でにおるカナンびとの王とりがらして、彼らを渡らせられている。

だが、まその出てきた民は皆、割礼を受けた者であった。しかち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、エジプトを出た後、途中、荒野で死んち、いくさびとたちは皆、アが人々に割礼を行った理由はこうできれた。からない、おりない、またはヨシュアに言われた、「少打石の小刀を造り、重こその時、主はヨシュアに言われた、「少打石の小刀を造り、重こその時、主はヨシュアに言われた、「少打石の小刀を造り、重

たからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。ヒヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたからである。とヨシュアが割礼を行ったのは、この人々につたが高かったの所にとどまって傷の直るのを待った。れその時、主はヨシュアに言われた、「きょう、わたしはエジプトのはずかしめを、あなたがたからころがし去った」。それでその所の名は、今日まあなたがたからころがし去った」。それでその所の名は、今日までギルガルと呼ばれている。

とりの人が抜き身のつるぎを手に持ち、こちらに向かって立った。 イスラエルの人々はギルガルに宿りと、はやマナを獲ないった。その年はカナンの地の穀物、すなわち種入れぬパンおよびいり麦を、その日に食べたが、ニその地の穀物を食べた翌日から、り麦を、その日に食べたが、ニその地の穀物を食べた翌日から、かった。その年はカナンの地の産物を食べた。 かった。その年はカナンの地の産物を食べた。 かった。その年はカナンの地の産物を食べた。 かった。その年はカナンの地の産物を食べた。 かった。その年はカナンの地の産物を食べた。 こ そして イスラエルの人々はギルガルに宿りといたが、その月のこ イスラエルの人々はギルガルに宿りという。

では、これでは、コシュアはその人のところへ行って言った、「あなたけたはわれわれを助けるのですか。それともわれわれの敵を助けるのですか」。「異彼は言った、「いや、わたしは主の軍勢の将として今きたのだ」。ヨシュアは地にひれ伏し拝して言った、「わして今きたのだ」。ヨシュアは地にひれ伏し拝して言った、「わいまは何をしもべに告げようとされるのですか」。「異なる所は望なる所である」。ヨシュアはその人のところへ行って言った、「あなたい。あなたが立っている所は望なる所である」。ヨシュアはその人のところへ行って言った、「あなのようにした。

#### 第六章

こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく閉ざして、 こさてエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 こさでは、 こさでは、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでエリコは、イスラエルの人々のゆえに、かたく別ざして、 ここさでは、 ここさが、 ここが、 ここさが、 ここが、 ここが、 ここさが、 ここが、 ここが、 ここさが、 ここさが、 ここさが、 ここが、 ここが、 ここさが、 ここが、 ここが

七度目に、 鉄の器は、みな主に聖なる物であるから、主の倉に携え入れなけてのようかも、しょっせいである。「ヵ ただし、銀と金、青銅とれを悩ますことのないためである。「ヵ ただし、銀と金、青銅といる。 奉納物に手を触れてはならない。奉納に当り、使者たちをかくまったからである。 1 また、ものな生かしておかなければならない。われなければならない。ただし遊女ラハブと、それなければならない。ただし遊女ラハブと、そ この町と、その中のすべてのものは、主への奉納物として滅ぼさた、「呼ばわりなさい。 主はこの町をあなたがたに賜わった。 | セ に帰った。 ものは、 吹き鳴らした。民はラッパの音を聞くと同時に、みな大声をあぶりない」。このそこで民は呼ばわり、祭司たちはラッパをればならない」。このそこで民は呼ばわり、祭司たちはラッパを ずから取って、イスラエルの宿営を、滅ぼさるべきものとし、そ げて呼ばわったので、石がきはくずれ落ちた。 三七日目には、夜明けに、早く起き、 なぬかめ 連っの 三その時ヨシュアは、この地を探ったふたりの人に言った、「あ すぐに上って町にはいり、町を攻め取った。三 そして町にある ∜れ出し、彼女に誓ったようにしなさい」。ニ≡ 斥候となったそン遊女の家にはいって、その女と彼女に属するすべてのものをワックレッ ゚゚ス゚ポ 男も、 ことごとくつるぎにかけて滅ぼした。 祭司たちがラッパを吹いた時、ヨシュアは民に言っ 六日の間そのようにした。 女も、若い者も、老いた者も、 同じようにして、 われわれが送った その家に共におる そこで民はみな、 あなたがたは、 また牛、 その奉納物をみ 町を七 ろ

あろう。
立って、このエリコの町を再建する人は、主の前にのろわれるで立って、このエリコの町を再建する人は、主の前にのろわれるでき、ヨシュアは、その時、ひとびと、きか

の地に広がった。
これでは、かられ、ヨシュアの名声は、あまねくそこれでは、ままでは、は、ないないできないである。これでは、ないないできないである。これでは、その門を建てる人は末の子を失うであろう」。

#### 第七章

(子アカンが奉納物を取ったのである。それで主はイスラエルジカちユダの部族のうちの、ゼラの子ザブデの子であるカルミしかし、イスラエルの人々は奉納物について罪を犯した。すしかし、イスラエルの人々は奉納を

のな

に、主の箱の前で、夕方まで地にひれ伏し、ちりをかぶった。セス・そのためヨシュアは衣服を裂き、イスラエルの長 老たちと共に こで民のうち、おおよそ三千人がそこに上ったが、ついにアイの紫 ごとくあそこへやってほねおりをさせるには及びません」。四そ れを聞いて、われわれを攻めかこみ、われわれの名を地から断ち 滅ぼさせられるのですか。 人々の前から逃げ出した。ヨアイの人々は彼らのうち、おおよそ をことごとく行かせるには及びません。ただ二、三千人を上ら 「上って行って、かの地を探ってきなさい」。人々は上って行っていている。 ンの近くにあるアイに行かせようとして、 ニヨシュアはエリコから人々をつかわし、ベテルの東、ベテアベ の人々にむかって怒りを発せられ 去ってしまうでしょう。それであなたは、 しよう。 んじてとどまればよかったのです。 の民にヨルダンを渡らせ、 ヨシュアは言った、「ああ、 り坂で彼らを殺したので、民の心は消えて水のようになった。 せて、アイを撃たせなさい。彼らは少ないのですから、民をこと て、アイを探ったが、゠ヨシュアのもとに帰ってきて言った、「民 ヵカナンびと、およびこの地に住むすべてのものは、こ ワーノド・、こうで、 ・ ・ すに背をむけた今となって、わたしはまた何を言い得ませ、 ですにつかったのです。^ ああ、主よ。 イスラエルが われわれはヨルダンの向こうに、 われわれをアモリびとの手に渡して 主なる神よ、あなたはなにゆえ、 、ハああ、主よ。 あなたの大いなる名な その人々に言った、 安す ح

とに進みいで、主がくじを当てられる氏族は、家族ごとに進みいければならない。そして主がくじを当てられる部族は、氏族ごければならない。そして主がくじを当てられる部族は、氏族ご う」。「四それゆえ、あすの朝、あなたがたは部族ごとに進み出なのうちから除き去るまでは、敵に当ることはできないであろ こそれでイスラエルの人々は敵に当ることができず、 ことを行ったからである』」。 なければならない。主の契約を破りイスラエルのうちに愚かない。 て、くじを当てられた者は、その持ち物全部と共に、火で焼か で、 こう仰せられる、「イスラエルよ、あなたがたのうちに、滅ぼさ ないであろう。こ立って、民を清めて言いなさい、『あなたがた ぼし去るのでなければ、わたしはもはやあなたがたとは共に たがたが、その滅ぼされるべきものを、あなたがたのうちから むけた。彼らも滅ぼされるべきものとなったからである。 り、盗み、かつ偽って、それを自分の所有物のうちに入れた。 たしが彼らに命じておいた契約を破った。彼らは奉納物をはながない。 そのようにひれ伏しているのか。ニイスラエルは罪を犯し、 -○主はヨシュアに言われた、「立ちなさい。 あなたはどうし ればならない。「゠そしてその滅ぼされるべきものを持 れるべきものがある。その滅ぼされるべきものを、 のために、 主がくじを当てられる家族は、 何をしようとされるのですか」。 男ひとりびとり進み出なけ あなたがた 敵に背を パってい

と共に、ゼラの子アカンを捕え、かの銀と外套と金の延べ棒、おれを主の前に置いた。三四ヨシュアはすべてのイスラエルびとれ。

シュアとイスラエルのすべての人々の所に携えてきたので、 の下にあった。三般らはそれを天幕の中から取り出して、 に走っていって見ると、それは彼の天幕に隠してあって、銀もそばしていって見ると、それは彼の天幕に隠してあって、銀ん

そ Э

に対して罪を犯しました。わたしがしたのはこうです。こっわはヨシュアに答えた、「ほんとうにわたしはイスラエルの神、主はヨシュアに答えた、「ほんとうにわたしはイスラエルの神、」 神、主に栄光を帰し、また主をさんびし、あなたのしたことを今かみ、しゃっぺいどの時ヨシュアはアカンに言った、「わが子よ、イスラエルの 部族のうちの、ゼラの子、ザブデの子なるカルミの子である。こみ出させたところ、アカンがくじに当った。アカンはユダの シケルと、目方五十シケルの金の延べ棒一本のあるのを見て、ほき、しはぶんどり物のうちに、シナルの美しい外套一枚と銀二百 の家族が、くじに当った。「<ザブデの家族を男ひとりびとり進 しくなり、それを取りました。わたしの天幕の中に、地に隠して ろの氏族を進み出させたところ、ゼラびとの氏族が、くじに当った。 み出させたところ、 三 そこでヨシュアは使者たちをつかわした。 使者たちが天幕による わたしに告げなさい。わたしに隠してはならない」。 10 アカン へこうしてヨシュアは朝早く起き、イスラエルを部族ごとに進ます。 ゼラびとの氏族を家族ごとに進み出させたところ、ザブデザーを 銀はその下にあります」。 ユダの部族がくじに当り、「モユダのもろも

積み上げたが、それは今日まで残っている。そして主は激しいた。 またい しょう はけいし、火をもって焼いた。 まそしてアカンの上に石塚を大きく アコルの谷と呼ばれている。 怒りをやめられたが、このことによって、その所の名は今日までいか。 スラエルびとは石で彼を撃ち殺し、また彼の家族をも石で撃ちは、きょう、あなたを悩まされるであろう」。やがてすべてのイ は、きょう、あなたを悩まされるであろう」。 シュアは言った、「なぜあなたはわれわれを悩ましたのか。 ことごとく取って、 よび彼のむすこ、娘、 アコルの谷へ引いていった。 ろば、 羊、天幕など、 彼の持ち物 三五そして

### 第八章

ならない。いくさびとを皆、率い、立って、アイに攻め上りなさ- 主はヨシュアに言われた、「恐れてはならない、おののいては ろうとして、まず大勇士三万人を選び、それを夜のうちにつか とは戦利品としてあなたがたのものとすることができるであろ とその王とにしなければならない。ただし、ぶんどり物と家畜 授ける。゠あなたは、さきにエリコとその王にしたとおり、アイミ・か。わたしはアイの王とその民、その町、その地をあなたの手にい。わたしはアイの王とその民、その『きゃん』をある。 した。四ヨシュアは彼らに命じて言った、「あなたがたは町に あなたはまず、町のうしろに伏兵を置きなさい」。

れないで、みな備えをしていなければならない。 野を遠く離れないで、みな備えをしていなければならない。 五わたしとわたしに従う民とは皆共に、町に攻め寄せよう。そして彼らが前のようにわれわれにむかって出てくるとき、われわれは彼らの前から逃げるであろう。木 そうすれば彼らはわれわれを追って出てくるであろうから、われわれはついに彼らを町からおびき出すことができる。彼らは言うであろう、『この人をはまた前のように、われわれの前から逃げていく』。こうしてわれわれは彼らの前から立ち上がって、町を取らなければならない。あなたがたの神、主がそれをあなたがたの手に与えられるからである。ハあなだが、町を取ったならば、町に火を放ち、主が命じられたようにしなければならない。わたしはこう、あなたがたは伏せている所から立ち上がって、町を取らなければならない。あなたがたの神、主がそれをあなたがたの手に与えられるからである。ハあな神、主がそれをあなたがたの手に与えられるからである。ハあなおたが、町を取ったならば、町に火を放ち、主が命じられたようにしなければならない。わたしはこう、あなたがたは伏せている所がら立ち上が、町を取ったならば、町に火を放ち、主が命じられたようにしなければならない。あなたがたに命じるのである。ハモランコアは明くる朝、早く起きて、民を集め、イスラエルのりながせた。ヨシュアはおおよそ五千人をとって、町の前に近づき、アイの北に陣を取った。彼らとアイの間には、一つの谷があった。ニョシュアはおおよそ五千人をとって、町の前に近づき、アイの北に陣を取った。常らとアイの間に、伏せておいた。ここうして民の主力を町の北にたりれない。町を記さいは、一つの谷があった。ニョシュアはおおよそ五千人をとって、町の前に近づき、アイの北に陣を取った。コー彼ととでイの間に、伏せておいた。コーのではながあった。

宿った。「四アイの王はこれを見て、おき、しんがりを町の西においた。 ら立ち上がり、ヨシュアが手をのべると同時に、走って町に入りを、アイの方にさし伸べると、「九伏兵はたちまちその場所か手に与えるであろう」。そこでヨシュアが手にしていたなげやす。を、アイの方にさし伸べなさい。わたしはその町をあなたのりを、アイの方にさし伸べなさい。わたしはその町をあなたのりを、アイの方にさし伸べなさい。 い、ヨシュアのあとを追って町からおびき出され、「セアイにもので、「<その町の民はみな呼ばわり集まって彼らのあとを追共に、彼らに打ち破られたふりをして、荒野の方向へ逃げだしたと。」をいるなかった。「#ヨシュアはイスラエルのすべての人々とを知らなかった。「#ヨシュアはイスラエルのすべての人々と 三 ヨシュアとすべてのイスラエルびとは、伏兵が町を取り、町 人々が、うしろをふり返って見ると、町の焼ける煙が天に立ちのできます。 ままま ままま ままり てん たり、それを取って、ただちに町に火をかけた。ここそれでアイのます。 ひ 撃ゥの 「<その時、主はヨシュアに言われた、「あなたの手にあるなげや ベテルにも残っているものはひとりもなく、みな出てイスラエ ν, た。しかし、王は町のうしろに、すきをうかがう伏兵の ル トった。ニニまた町を取ったものは町を出て彼らに向かったの焼ける煙が立ち上るのを見て、身をかえしてアイの人々をや しょう た のぼ のあとを追い、町を開け放して、イスラエルのあとを追った。 アイの王はこれを見て、すべての民と共に、急いで、 ヨシュアはその夜、谷の中 おること

いるように、

の人々に命じたことにもとづき、モーセの律法の書にしるされつの祭壇を築いた。三 これは主のしもべモーセがイスラエル

鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇は、このとうない。

で

三0 そしてヨシュアはエバル山にイスラエ

ールの神、

主のために

てさらし、日の入るころ、命じて、その死体を木から取りおろし、なっている。ニヵヨシュアはまた、アイの王を夕方まで木に掛けアイを焼いて、永久に荒塚としたが、それは今日まで荒れ地とじられた言葉にしたがったのである。ニヘこうしてヨシュアはじられた言葉にしたがったのである。ニヘこうしてヨシュアは ごとく野で殺し、つるぎをもってひとりも残さず撃ち倒しての『四イスラエルびとは、荒野に追撃してきたアイの住 民をこと』 町の門の入口に投げすて、その上に石の大塚を積み上げさせたます。またいです。な 滅ぼしつくすまでは、 その日アイの人々はことごとく倒れた。その数は男女あわせてなった。 の王を生けどりにして、ヨシもの、逃げおおせたものは、 一万二千人であった。 = < ヨシュアはアイの住 民をことごとく こうしてイスラエルびとが彼らを撃ったので、 皆アイに帰り、つるぎをもってその町を撃ち滅ぼした。言なない。 それは今日まで残っている。 いらは、 こちらとあちらとからイスラエ なげやりをさし伸べた手を引っこめな ヨシュアのもとへ連れてきた。 ひとりもなかった。三そしてアイ ルの中にはさまれ 生き残った

あって、人々はその上で、主に燔祭をささげ、酬恩祭を供えた。まこその所で、ヨシュアはまたモーセの書きしるした律法を、イスラエルの人々の前で、石に書き写した。三三こうしてすべてのイスラエルがとは、本国人も、書き写した。三三こうしてすべてのおいと、さばきびとと共に、主の契約の箱をかくレビびとであるまにしたの前で、箱のこなたとかなたに分れて、半ばはゲリジム祭司たちの前で、箱のこなたとかなたに分れて、半ばはゲリジム祭司たちの前で、箱のこなたとかなたに分れて、半ばはゲリジム祭司たちの前で、箱のこなたとかなたに分れて、半ばはゲリジム祭司たちの前に、半ばはエバル山の前に立った。これは主のしもべモーセがさきに命じたように、イスラエルの民を祝福するためであった。三回そして後、ヨシュアはすべての律法の書にしるさであった。ヨシュアがイスラエルの全の報告のじたすべての書葉のうち、ヨシュアがイスラエルの全の報告と、のろいとに関する律法のきならびにイスラエルのうちに住む寄留の他国人の前で、読まなならびにイスラエルのうちに住む寄留の他国人の前で、読まなかったものは一つもなかった。

#### 第九章

ーさて、 びと、 大海の沿岸に住むもろもろの王たち、すなわちへテびと、アモリたいかい、えんがん、す イ は、 スラエルと戦おうとした。 これを聞いて、ニ心を合わせ、 カナンびと、 ヨルダンの ペリジびと、ヒビびと、 西側にしがわ の、 山は、地、 相集まって、 平^い 地、 およびレバノ エブスびとの王たち ヨシュアおよび ンまで

酒の皮袋とを、ろばに負わせ、5 繕った古ぐつを足にはき、古ら、からがくのでは、古びた袋と、古びて破れたのを繕ったぶどう食料品を準備し、古びた袋と、古びて破れたのを繕ったぶどう 砕けていた。<彼らはギルガルの陣営のヨシュアの所にきて、彼れ こなったことを聞いて、四自分たちも策略をめぐらし、 すなわちヘシボンの王シホン、 しゅ な がわ からせい しゅ せ がわ からせい しゅ しゅ きこな まこな しゅ きこな きこな きこな きこな きこな きこな きこと き ヵ彼らはヨシュアに言った、「しもべどもはあなたの神、主の名称を言った、「あなたがたはだれですか。どこからきたのですか」。 どうしてあなたがたと契約が結べましょう」。<彼らはヨシュア した。それで今われわれと契約を結んでください」。tしかし、とイスラエルの人々に言った、「われわれは遠い国からまいりま びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは、 のゆえに、 に言った、「 また主 われわれのうちに住んでいるのかも知れないから、 イスラエルの人々はそのヒビびとたちに言った、「あなたがたは らに会って言いなさい、 か ンの王オグに行われたすべてのことを聞いたからです。 いました、『おまえたちは旅路の食 し、ギベオンの がヨルダンの向こう側にいたアモリびとのふたりの われわれの長老たち、 ひじょうに遠い国からまいりました。 われわれはあなたのしもべです」。 住民たちは、ヨシュアがエリコとアイにお わ れわれはあなたがたの および国の住民はみなわれわれ およびアシタロテにおったバ 料を手に携えていって、 ヨシュアは彼ら われわれは主 みなかわいて、 われわれは しもべで 行っ き、-0 \_ 王ぉ 7 た。 す。

する日に、 人々は彼らの食料品を共に食べ、主のさしずを求めようとはひとばと、 かん しょくりょうひん とも た しゅ で、彼らを生かしておいた。 会 衆の長たちは彼らに誓いを立いなかった。 まそしてヨシュアは彼らと和を講じ、契約を結しなかった。 まそしてヨシュアは彼らと和を講じ、契約を結っています。 かったので、古びてしまいました」。 四そこでイスラエ ぶどう酒を満たしたこれらの皮袋も、 て準備したのですが、今はもうかわいて砕けています。 れました。 あるこの それで今われ パンは、 ・われわれのこの着物も、くつも、旅路がひじょうに長いれたしたこれらの皮 袋も、 新しかったのですが、破りがですが、 今はもうかわいて砕けています。 I = また おのおの家から、 あなたがたの所に来るため、 われと契約を結んでください」』。 まだあたたかなのを旅の食 われわれが出立 契約を結ん 三ここに 料とし ルの

こう。 触ぶイ いた。 を殺さなかった。そこで会衆はみな、長たちにむかってつぶや さして彼らに誓いを立てていたので、イスラエルの人 た。 は、 エルの人々は進んで、三日目にその町々に着いた。その町々と自分たちのうちに住んでいるということを聞いた。エェイスラッポル | 六契約を結んで三日 れてはならない。このわれわれは、こうして彼らを生か スラエルの神、 「<ところで会衆の長たちが、すでにイスラエルの神、タタム ギベオン、ケピラ、ベエロテおよびキリアテ・ヤリムであ - ヵしかし、 そうすれば、 主をさして彼らに誓った。 長たちは皆、全会衆に言った、「われわれは
りょう われわれが彼らに立てた誓いのゆえに、 ロの後に、 彼らはその人々がかれる それゆえ今、 近が くの人々で、 々 彼らに 、は彼ら してお

与え、この地に住む民をことごとくあなたがたの前から滅ぼした。まがそのしもベモーセに、この地をことごとくあなたがたにない。 Im 彼らはヨシュアに答えて言った、「あなたのるであろう」。 Im 彼らはヨシュアに答えて言った、「あなたの 離れている』と言って、われわれをだましたのか。三三それであれのうちに住みながら、なぜ『われわれはあなたがたからは遠く あなたの手のうちにあります。われわれにあなたがして良いとれは非常に恐れて、このことをしたのです。 1ヵわれわれは、今、れば非常に恐れて、あなたがたのゆえに、 命が危いと、われわえ聞きましたので、あなたがたのゆえに、 命が危いと、われわ たきぎを切り、水をくむものが、絶えずあなたがたのうちから出なたがたは今のろわれ、奴隷となってわたしの神の家のために、 ぎを切り、 かいゅう で殺させなかった。 〒 しかし、ヨシュアは、その日、 え聞きましたので、あなたがたのゆえに、命が危いと、 去るようにと、お命じになったことを、しもべどもは明らかに伝き。 三ヨシュアは彼らを呼び寄せて言った、「あなたがたは、 は、彼らにそのようにし、彼らをイスラエルの人々の手から救っ。 「衆のため、また主の祭壇のため、主が選ばれる場所で、「しゅうだん」 正しいと思うことをしてください」。ニュそこでヨシュア 水をくむ者とした。これは今日までつづいている。 彼らを、 われ たき わ

# 第一〇章

上ってきて、ギベオンに向かって陣を取り、それを攻めて戦っいまがエグロンの王は兵を集め、そのすべての軍勢を率いておよびエグロンの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、ちエルサレムの王、ヘブロンの語、 人々と和を講じたからです」。ェアモリびとの五人の王、すなわいを撃ちましょう。ギベオンはヨシュアおよびイスラエルの 所に上ってきて、わたしを助けてください。われわれはギベオ た。 よびエグロンの王デビルに人をつかわして言った、四「わたしの ブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピラム、ラキシの王ヤピア、お かったからである。゠それでエルサレムの王アドニゼデクは、 であり、またアイより大きくて、そのうちの人々が、すべて それは、ギベオンが大きな町であって、王の都にもひとしいも て、 ルと和を講じて、そのうちにおることを聞き、三大いに恐れた。 アイとその王にもしたこと、またギベオンの住 民が、イスラエ エ それを全く滅ぼし、さきにエリコとその王とにしたように、 ルサレムの王アドニゼデクは、 ヨシュアがアイを攻め取 強い

てください。山地に住むアモリびとの王たちがみな集まって、さい。早く、われわれの所に上ってきて、われわれを救い、助けに言った、「あなたの手を引かないで、しもべどもを助けてくだに言った、「あなたの手を引かないで、しもべどもを助けてくだれギベオンの人々は、ギルガルの陣営に人をつかわし、ヨシュア

われわれを攻めるからです」。 t そこでヨシュアはすべてのいく さびとと、すべての大勇士を率いて、ギルガルから上って行った。 < その時、主はヨシュアに言われた、「彼らを恐れてはならない。わたしが彼らをあなたの手にわたしたからである。 彼らのうちには、あなたに当ることのできるものは、ひとりもないであろう」。 ヵ ヨシュアは、ギルガルから、よもすがら進みのぼって、にわかに彼らに攻めよせたところ、「○主は彼らを、イスラエルの前に、恐れあわてさせられたので、イスラエルはギベオンで彼らをおびただしく撃ち殺し、ベテホロンの下り坂をおりていた時、主は天から彼らの上に大石を降らし、アゼカにいたるまでもうされたので、多くの人々が死んだ。イスラエルの自動から逃げ走って、ベテホロンの下り坂をおりていた時、主は天から彼らの上に大石を降らし、アゼカにいたるまでもうされたので、多くの人々が死んだ。イスラエルの人々がつるぎをもって殺したものよりも、電に打たれて死んだもののほうが多かった。

シュアはイスラエルの人々の前で主にむかって言った、これではイスラエルの人々の前で主にむかって言った、コニュがアモリびとをイスラエルの人々にわたされた日に、ヨーガラブ・ブ

□ 民がその敵を撃ち破るまで、 月よ、アヤロンの谷にやすらえ」。 たよ。 「日よ、ギベオンの上にとどまれ、 「日よ、ギベオンの上にとどまれ、

月は動かなかった。日はとどまり、

ために戦われたからである。 言葉を聞きいれられた日は一日もなかった。 言いれより先にも、あとにも、主がこのように人のあった。 言とれより先にも、あとにも、主がこのように人の中空にとどまって、急いで没しなかったこと、おおよそ一日で中空にとどまって、急いで没しなかったこと、おおよそ一日でこれはヤシャルの書にしるされているではないか。日が天のこれはヤシャルの書にしるされているではないか。日が天の

ルの陣営に帰った。 こうしてヨシュアはイスラエルのすべての人と共にギルご

「スかの五人の王たちは逃げて行って、マッケダのほら穴に隠れたが、「モ五人の王たちは逃げて行って、マッケダのほら穴に隠れたが、「モ五人の王たちは逃げて行って、マッケダのほら穴に隠れたが、「モ五人の王たちは逃げて行って、マッケダのほら穴に隠れたが、「田ののがいったと、ヨシュアに告げる者があったので、「スヨシュア見つかったと、ヨシュアに告げる者があったので、「スヨシュア見つかったと、ヨシュアに告げる者があったので、「スヨシュア見つかったと、ヨシュアに告げる者があったので、「スヨシュア見つかったと、ヨシュアに告げる者があったので、「スヨシュア見つかったと、ヨシュアに告げる者があったので、「スヨシュアんが、彼らせてはならない。あなたがたの神、主が彼らをあなたがたの手に渡されたからである」。このヨシュアとイスラエルの人々は、大いに彼らを撃ち殺し、ついに彼らを撃ち、彼らをその町にないで、は、まないで、あなたがたの神、主が彼らをあなたが、彼らのうちのがれて生き残った者どもは、堅固な町々に逃げが、彼らのうちのがれて生き残った者どもは、堅固な町々に逃げて行って、マッケダのほら穴に隠れたが、彼らのうちのがれて生き残った者どもは、堅固な町々に逃げて行って、マッケダのほら穴に隠れたが、はらかった。

ら、かの五人の王たちを、わたしのもとにひき出しなさい」。三三その時ヨシュアは言った、「ほら穴の口を開いて、ほら穴か

こべきの日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、こべきの日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、の口に大石を置いた。これは今日まで残っている。の口に大石を置いた。これは今日まで残っている。これは今日まで残っている。これは今日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、かがて、その日ヨシュアはマッケダを取り、つるぎをもって、それと、これは今日まで残っている。

とりも残さなかった。

て、それと、その中のすべての人を撃ち滅ぼして、ひとりもそのと、その王をも、イスラエルの手に渡されたので、つるぎをもっケダからリブナに進み、リブナを攻めて戦った。三○主が、それテジンの人を率いて、マッニ、こうしてヨシュアはイスラエルのすべての人を率いて、マッニ、こうしてヨシュアはイスラエルのすべての人を率いて、マッ

ひとりも残さず、エリコの王にしたように、マッケダの王にもしその王とを撃ち、その中のすべての人を、ことごとく滅ぼして、「いっちょう」。

とおりであった。 「ロの人を、ことごとくその日に滅ぼした。すべてラキシにした その日これを取り、つるぎをもって、これを撃ち、その中のすべ その日これを取り、つるぎをもって、これを撃ち、その中のすべ らエグロンに進み、これに向かって陣をしき、攻め戦った。 「国 ヨシュアはまたイスラエルのすべての人を率いて、ラキシか

すべての人を、ことごとく滅ぼした。

「大力」にしたとおりであった。すなわち、それとその中のでよってがいった。ながらへブロンに進み上り、これを攻めて戦い、『よそれを取って、からへブロンに進み上り、これを攻めて戦い、『よそれを取って、からへブロンに進み上り、これを攻めて戦い、『よそれを取って、からへブロンに進み上り、これを攻めて戦い、『よそれを取って、からへブロンに進み上りであった。するないで、エグロンはまたイスラエルのすべての人を率いて、エグロン

ひきかえし、これを攻めて戦い、言れそれと、その王、およびそ言へまたヨシュアはイスラエルのすべての人を率いて、デビルヘ

できた。 できた。 でいと、その王にしたことは、ヘブロンにしたとおりであり、またリブナと、その王にしたことは、ヘブロンにしたとおりであり、またリブナと、その王にしたとおりであった。 四0 こうしてヨシュアはその地の全部、すなわち、山地、ネゲブ、でいとりも残さず、すべて息のあるものは、ことごとく滅ぼして、ひとりも残さず、すべて息のあるものは、ことごとく滅ぼして、ひとりも残さず、すべて息のあるものは、ことごとく滅ぼした。 本はカデシ・バルネアからガザまでの国々、およびゴセンの全地をはカデシ・バルネアからガザまでの国々、およびゴセンの神、主がイスラエルの神、主が命じられたとおりであった。四1 ヨシュアイスラエルの神、主がイスラエルのために戦われたので、ヨシュアはこれらすべての生たちと、その地をいちどきに取った。四2 そしたのないがイスラエルのすべての人を率いて、ギルガルの陣営に帰った。 イスラエルのすべての人を率いて、ギルガルの陣営に帰った。

## 第一一章

に使者をつかわした。四そして彼らは、そのすべての軍勢を率いたす。 まずのカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東西のカナンびと、アモリびと、ヘテびと、ペリジびと、山地ち、東京で、平地、西の方のドルの高地におる王たち、三すなわった。 およびアクサフの王、また北の山地、キンネロテのしょう しょう はい アラバ の エヨバブ、シム・ハゾルの王ヤビンは、これを聞いて、マドンの王ヨバブ、シム・ハゾルの王

で、大きな、その大軍は浜べの砂のように数多く、馬と戦車も、て出てきた。その大軍は浜べの砂のように数多く、馬と戦車も、でひじょうに多かった。五これらの王たちはみな軍を集め、進んでひじょうに多かった。五これらの王たちはみな軍を集め、進んでひじょうに変さい。あすの今ごろ、わたしは彼らを皆イスラエルと戦おうきて、共にメロムの水のほとりに陣をしき、イスラエルと戦おうとした。六その時、主はヨシュアに言われた、「彼らのゆえに恐れとした。六その時、主はヨシュアに言われた、「彼らを皆イスラエルに渡して、ことごとく殺させるであろう。あなたは彼らのほの足の筋を切り、戦車を火で焼かなければならない」。セそこでヨシュアは、すべてのいくさびとを率いて、にわかにメロムの水のがある。フィムまで、これを撃ち破り、大シドンおよびミスレポテ・に渡されたので、これを撃ち破り、大シドンおよびミスレポテ・マイムまで、これを追撃し、東の方では、ミヅパの谷まで彼らを追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カヨシュアは主が命を追い、ついにひとりも残さず撃ちとった。カロシュアは主が命をしい、ついにひとりも残さず撃ちとった。カロシュアは主が命がない。カロシュアは主が命がないた。カロシュアは主が命がないた。カロシュアは、大シドンおよびを持つない。カロシュアは主が命がないた。カロシュアは、大シドンとを取り、戦車も、ではならない。カロシュアは、大シドンはならない。カロシュアは、大シドンはならない。カロシュアは、大シドンはならない。カロシュアは、大シドンはならない。カロシュアは、カロシュアは、カロシュアはない。カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロシュアは、カロションのは、カロシュアは、カロションのは、カロションのは、カロシュアは、カロシュアは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロシュアは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロシュアは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロシュンのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロションのは、カロショ

しもベモーセが命じたとおりであった。ニーただし、丘の上にして、その時、ヨシュアはひきかえして、ハゾルを取り、つるぎをもって、これを撃ち、ことごとくそれを滅ぼし、息のあるものは、すべての人を撃ち、ことごとくそれを滅ぼし、息のあるものは、すシュアはこれらの王たちのすべての町々、およびその諸王をヨシュアはこれらの王たちのすべての町々、およびその中の盟シュアはこれらの王たちのすべての町々、およびその中のは、コシュアはこれらの王たちのすべての町々、およびその中のは、コシュアはひきかえして、ハゾルを取り、つるぎをして、その時、ヨシュアはひきかえして、ハゾルを取り、つるぎをしてその時、ヨシュアはひきかえして、ハゾルを取り、つるぎをして、

ナブ、ユダのすべての山地、イスラエルのすべての山地から、

ア

のであった。この彼らが心をかたくなにして、イスラエルに攻めた町は一つもなかった。町々はみな戦争をして、攻め取ったもます。 からなん とびとのほかには、イスラエルの人々と和を講じシュアはこれらすべての王たちと、長いあいだ戦った。これギベーで、オモのニュー・ 平地を取り、「セセイルへ上って行く道のハラク山から、^いちと、ないちとの全地、平地、アラバならびにイスラエルのち、ゴセンの全地、ベいち、 ン山のふもとのレバノンの谷にあるバアルガデまでを獲た。 三 その時、ヨシュアはまた行って、山地、 あった。主がモーセに命じられたとおりである。 た者となり、 よせたのは、もともと主がそうさせられたので、彼らがのろわれ してそれらの王たちを、ことごとく捕えて、撃ち殺した。「^ヨ | <こうしてヨシュアはその全地、 あわれみを受けず、ことごとく滅ぼされるためで すなわち、 ヘブロン、デビル、 山たれた ネゲブの ヘルモ 山地と そ ア 全が

## 第一二章

tue。 せいで、 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境 は、またギレアデの半ばを領したので、ヘシボンの王シホンと境

であった。ヵエリコの王ひとり。ベテルのほとりのアイの王ひびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとの所領アラバ、山腹、荒野、およびネゲブであって、ヘテびと、アモリ セヨルダンのこちら側、西の方にあって、レバノンの谷にあるバ とり。10エルサレムの王ひとり。ヘブロンの王ひとり。こ ヤ クサフの王ひとり。ニータアナクの王ひとり。 テルの王ひとり。「モタップアの王ひとり。 王ひとり。アドラムの王ひとり。「^マッケダの王ひとり。 ルムテの王ひとり。ラキシの王ひとり。 ハアペクの王ひとり。 ゲゼルの王ひとり。「゠デビルの王ひとり。ゲデルの王ひムテの王ひとり。ラキシの王ひとり。ここエグロンの王ひと -四ホルマの王ひとり。アラデの王ひとり。 = リブナの ハゾルの玉ひとり。このシムロン・メロンの玉ひとり。ア シャロンの王ひとり。」カマドンの王ひ へペルの王ひとり。 メギドの王ひと ベ

王ひとり。三四テルザの王ひとり。合わせて三十一王である。 ミュードルの高地におるドルの王ひとり。ガリラヤのゴイイムのり。三 ケデシの王ひとり。カルメルのヨクネアムの王ひとり。

## 第一三章

こさてヨシュアは年が進んで老いたが、上は彼に言われた、「あなたは年が進んで老いたが、取るべき地は、なお多く残っている。こその残っている地は、次のとおりである。ペリシテびとので、カナンびとの産土、三エジプトの東のシホルから北にのびて、カナンびとの産土、三エジプトの東のシホルから北にので、カナンびとの五人の君たちの地、すなわち、ガザ、アシドド、アシケロン、ガテ、およびエクロン。四南のアビびとの地、カナンびとの全地、シドンびとに属するといわれるエクロンの境までの地、カナンびとの全地、シドンびとに属するメアラからアモリびとの境にあるアペクまでの部分。五またヘルモン山のふもとのバアルガデからハマテの入口に至るゲバルびとの地、およびレバノンの東の全土。木レバノンからミスレポテ・マイムまでの山地のすべての民、すなわちシドンびとの生土。わたしはみずから彼らをイスラエルの人々の前から追い払うであろう。わたしが命じたように、あなたはその地をイスラエルに分け与えて、嗣業とさせなければならない。ちすなわち、その地を九つの部族と、マさなければならない。ちずなわち、その地を九つの部族と、マさなければならない。ちずなわち、その地を九つの部族と、マさなければならない。ちずなわち、その地を九つの部族と、マさなければならない」。

モテ・バアル、ベテ・バアル・メオン、「ハヤハヅ、

ーセヘシボンおよびその高原のすべての町々、 まるまた

アテ、「ヵキリアタイム、

シブマ、

谷の中の山にあるゼレテ
たに なか やま

ケデモテ、、

メバ

との領地、 境までの地。 リびとの王シホンのすべての町々を含めて、 ルダンの向こう側、 東の方で、その嗣 業をモーセから受けへ マナセの他の半部族と共に、ルベンびとと、ガドびととは、 かった。イスラエルの神、 rs いるだレビの部族には、 の間にある高原のすべての地。一〇ヘシボンで世を治めた、アモ 主のしもベモーセが、彼らに与えたのは、ヵアルノンの谷のほと びとは、 アシタロテとエデレイで世を治めたバシャンの王オグの全国。 りにあるアロエル、および谷の中にある町から、デボンとメデバ とと、マアカびとを追い払わなかった。 ゲシュルびとと、マアカ オグはレパイムの生き残りであった。モーセはこれらを撃っ 追い払った。これただし、イスラエルの人々は、ゲシュルびょうは、 今日までイスラエルのうちに住んでいる。 ヘルモン山の全土、サルカまでのバシャン全体。これでは、サルカまでのバシャン全体。これでは、 ニ ギレアデと、ゲシュルびと、ならびにマアカび 主の火祭が彼らの嗣業であるからでいかさいかれいできょう ヨシュアはなんの嗣業をも与えな その嗣業をモーセから受けた。 アンモンの人々の Ξ

シャ 村々とを含む。 とが、その家族にしたがって獲た嗣業であって、その町々と III ルベンびとの領 域はヨルダンを境とした。これはルベンび 者である。三イスラエルの人々はまたベオルの子、占い師バラサッ゚ つかさたちエビ、レケム、ツル、ホルおよびレバと共に撃ち殺し との王シホンの全国に及んだ。 なわち高原のすべての町々と、 ムをもつるぎにかけて、そのほかに殺した者どもと共に殺した。 これらはみなシホンの諸侯であって、 ハル、IO ベテペオル、ピスガの モーセはシホンを、 ヘシボンで世を治めたアモリび 山流で その地に住んでいた ベテエシモテ、三 ミデアンの

こ四モーセはまたガドの部族、ガドの子孫にも、その町々と村々にの地。これの主がで、アンモンびとの地の半ばで、ラバの東のアロエルまでの地。これへシボンからラマテ・ミゾパまでの地、およびベトニム、マハナイムからデビルの境までの地。これはガドびといった。これには、アンモンびとの地の半ばで、ラバの東のアロエルまでの地。これの東のアロエルまでの地。これには、アンモンびとの地の半ばで、ラバの東のアロエルまでの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端までの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端までの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端までの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端までの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端までの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端までの地。これはガドびと東側、キンネレテの湖の南の端まであって、その町々と村々とででは、その家族にしたがって獲た嗣業であって、その町々と村々とを含む。

ある。

主がヨシュアに言われたとおりである。

五モー

セはルベンびとの部族に、

その家族にしたがって嗣

業よう

を与えたが、1<その領域はアルノンの谷のほとりにあるアロ

および谷の中にある町からメデバのほとりのすべてのます。

マナセの半部族が、その家族にしたがって与えられたものであられて中ではまたマナセの半部族にも、嗣業を与えたが、それははまたマナセの半部族にも、同業を与えたが、それは

その家族にしたがって、それを獲た。 このその領域はマハナイムからバシャンの全土に及び、バる。 三のその領域はマハナイムからバシャンの全土に及び、バる。 三のその領域はマハナイムからバシャンの全土に及び、バる。 三のその領域はマハナイムからバシャンの全土に及び、バスの家族にしたがって、それを獲た。

ある。 
まがその嗣 業だからである。主がモーセに言われたとおりで 
主がその嗣 業だからである。主がモーセに言われたとおりで 
で、モーセが分け与えた嗣 業である。三三ただし、レビの部族に 
で、モーセが分け与えた嗣 業である。三三ただし、レビの部族に 
ないます 
ないます

### 第一四章

には、彼らの中で嗣業を与えず、四ヨセフの子孫が、マナセと、とびイスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のとこれをからである。すなわち、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、おおりである。すなわち、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、おおりである。すなわち、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、おおりである。すなわち、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、おおりである。すなわち、祭司エレアがル、スの子ヨシュア、おおりである。すなわち、祭司エレアがル、ステエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のと「イスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のと「イスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のと「イスラエルの人々が、カナンの地で受けた嗣業の地は、次のと

た。ヵその日モーセは誓って、言いました、『おまえの足で踏んだをくじいてしまいましたが、わたしは全くわが神、主に従いまし 復命しました。<しかし、共に上って行った兄弟たちは、民の心ででき、としは四十歳でした。そしてわたしは、自分の信ずるところをたしは四十歳 ことを、 せてくださいました。わたしは今日すでに八十五歳ですが、こ だ四十五年の間、主は言われたように、わたしを生きながらえさ をモーセに語られた時からこのかた、イスラエルが荒野に まえが全くわが神、主に従ったからである』。「○主がこの言葉地は、かならず長くおまえと子孫との嗣業となるであろう。おり 地も を探るために、わたしをカデシ・バルネアからつかわした時、 ルネアで、あなたとわたしとについて、神の人モーセに言われた ち時に、ユダの人々がギルガルのヨシュアの所にきて、ケニズびいます。 今もなお、モーセがわたしをつかわした日のように、健やかでいます。 とエフンネの子カレブが、ヨシュアに言った、「主がカデシ・バ いにも堪えることができます。 わたしの今の力は、あの時の力に劣らず、どんな働きにも、 あなたはごぞんじです。セ主のしもベモーセが、この 三それで主があの日語られ わ

たこの山地を、どうか今、わたしにください。あの口あなたも聞たこの山地を、どうか今、わたしにください。あの口あなたも聞たこの山地を、どうか今、わたしにください。あの口あなたも聞たこの山地を、どうか今、わたしにください。あの口あなたも聞きたこの山地を、どうかか今、わたしにください。あの口あなたも聞きたこの山地を、どうかからである。これへブロンのない。まった、というにはアナキびとがいて、その町々は大きく堅固が全くイスラエルの神、主に従ったからである。これへブロンのが全くイスラエルの神、主に従ったからである。これへブロンのが全くイスラエルの神、主に従ったからである。これへブロンのない。もとはキリアテ・アルバといった。アルバは、アナキびとがいる。とはキリアテ・アルバといった。アルバは、アナキびとのうちの、最も大いなる人であった。こうしてこの地に戦争はからだ。

## 第一五章

の海であって、ヨルダンの川口に達する。北の方の境は、ヨルダの海であって、ヨルダンの海に達し、南のはてにあるチンの荒野に、東アクラビムの坂の南に出てチンに進み、カデシ・バルネアの南から上って、ヘヅロンに進み、アダルに上っていって、カルの南から上って、ヘヅロンに進み、アダルに上っていって、カルの南から上って、ヘヅロンに進み、アダルに上っていって、カルの南から上って、ヘヅロンに進み、アダルに上っていって、カルの南から上って、ヘヅロンに進んで、エジプトの川に達し、その境は塩の海の南の端の、入海から起い、南の方では、エドムの境に達し、南のはてにあるチンの荒野の海であって、ヨルダンの地である。北の方の境は、ヨルダンなが、コルダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コダの人々の部族が、その家族にしたがって、くじで獲た地・コルダの海にない。

その境は曲ってバアラに達する。これは、すなわちキリアテ・ヤネフトアの水の源に至り、その所からエフロン山の町々に及び、ムの谷の北の果にあるものである。ヵその境は、この山の頂からに上り、ヒンノムの谷の西にある山の頂に上る。これはレパイに上り、ヒンノムの谷の西にある山の頂に上る。これはレパイ 達し、エンロゲルに至って尽きる。<またその境はベンヒンノムミムの坂に対するギルガルに向かって進み、エンシメシの水にコルの谷からデビルに上って、北におもむき、川の南にあるアドコルの谷からデビルに上って、また シッケロンに曲り、バアラ山に進み、ヤブネルに達し、海に至っきょうないとなった。 シに下り、テムナに進み、ニエクロンの北の丘のわきに出て、 及び、ヤリム山、すなわちケサロンの北のわきを経て、ベテシメット。 リムである。 10 その境は、バアラから西に回って、セイル山に に上り、ヒンノムの谷の西にある山の頂に上る。これはレパイのほのほとなって、エブスびとの地、すなわちエルサレムの南のわきの谷に沿って、エブスびとの地、すなわちエルサレムの南のわき ラバの北を過ぎ、上ってルベンびとボハンの石に達し、 ンの ある。 れがユダの人々の、その家族にしたがって獲た地の四方の境でれがユダの人々の、その家族にしたがって獲た地の四方の境であ て尽きる。こまた西の境は大海であって、 ][[n 口がの、 入海から起り、た上ってベテホグラに行き、いりうみ 海岸を境とした。こかいがん さかい 七 ベテア またア

シャイ、アヒマン、およびタルマイであって、アナクから出たもブはその所から、アナクの子三人を追い払った。すなわち、セえて、その分とさせた。アルバはアナクの父であった。「四カレユダの人々のうちで、キリアテ・アルバ、すなわちヘブロンを与ユダコアは、主に命じられたように、エフンネの子カレブに、ニョシュアは、立に命じられたように、エフンネの子カレブに、

びにそれに属する村々。 なたはネゲブの地に、わたしをやられるのですから、 泉をもく た。「ヵ彼女は答えて言った、「わたしに贈り物をください。あろばから降りたので、カレブは彼女に、何を望むのかとたずね め上った。デビルの名は、もとはキリアテ・セペルといった。こ にもっていた遠くの町々は、 のとおりである。 ださい」。カレブは彼女に上の泉と下の泉とを与えた。 は娘 アクサを、妻として彼に与えた。 | ^ 彼女がとつぐ時、畑をむすの かんしょ しょき はたけ ズの子で、カレブの弟。オテニエルがそれを取ったので、 のである。 ルヒム、アイン、リンモン。 これらの町は合わせて二十九、なら ルマ、 三 チクラグ、 マデマンナ、 サンサンナ、 三 レバオテ、 テヤ、ニホバアラ、イイム、エゼム、≣O エルトラデ、ケシル、 シモン、ベテペレテ、🗆 ハザル・シュアル、ベエルシバ、ビジョ すなわちハゾル、≒ アマム、シマ、モラダ、≒ ハザルガダ、へ テレム、ベアロテ、ニョハゾル・ハダッタ、 キナ、デモナ、アダダ、== ケデシ、ハゾル、イテナン、== ジフ、 二〇ユダの人々の部族が、その家族にしたがって獲た嗣 業は、 父に求めるようにと、オテニエルに勧められた。 そして彼女が、タミー ホセル わたしの娘アクサを妻として与えるであろう」。 モケナ | 1 そして彼はこの所からデビルに住む民の所に攻 。 ニュダの人々の部族が、 カブジエル、 、南でエドムの境の方。 みなみ さかい ほうがって獲た嗣 業は、次がって エデル、ヤグル、三 ケリオテ・ヘヅロン カレブ シ ホ 村なっ。

なわち十四の町々と、それに属する村々。カ、≡≒シャアライム、アデタイム、ゲデラ、ゲデロタイム。すニム、タップア、エナム、≡≒ヤルムテ、アドラム、ソコ、アゼニュ 平地では、エシタオル、ゾラ、アシナ、≡□ザノア、エンガン≡≡ 平地では、エシタオル、ゾラ、アシナ、≡□ザノア、エンガン

に属する村々。 El ゼナン、ハダシャ、ミグダルガデ、In デラン、ミッパ、ヨク El せoto El またリブナ、エテル、アシャン、ME イフタ、アシナ、ネジブ、 ME またリブナ、エテル、アシャン、ME イフタ、アシナ、ネジブ、 サー六の町々と、それに属する村々。 ち十六の町々と、それに属する村々。 なわり、ME がデロテ、ベテダゴン、ナアマ、マッケダ。すなわ ますまりでする。 ででした。 ででするが、コクーン、ME がラン、ミッパ、ヨク これでする村々。

で、すべてアシドドのほとりにある町々、およびそれに属するで、すべてアシドドのほとりにある町々、および村々。grt エクロンから海まgrt エクロンと、その町々、および村々。grt エクロンから海まっち

四七 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四七 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四七 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および村々。ガザとその町々および村々。ガザとその町々および村々。ガザとその町々および四七 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四七 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四七 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四十 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四十 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四十 アシドドとその町々および村々。ガザとその町々および四十 アシドドとその町々および村々。

れに属する村々。 ザノア、Ht カイン、ギベア、テムナ。すなわち十の町々と、そザノア、Ht カイン、ギベア、テムナ。すなわち十の町々と、そのまのでは、カルメル、ジフ、ユッタ、Ht エズレル、ヨクデアム、

の二つの町とそれに属する村々。 KO キリアテ・バアルすなわちキリアテ・ヤリム、ラバ。これらいテコン。すなわち六つの町々と、それに属する村々。 ルテコン。すなわち六つの町々と、それに属する村々。

## 第一六章

四こうしてヨセフの子孫のマナセと、エフライムとは、その嗣 業地域に及び、ゲゼルに達し、海に至って尽きる。ルからルズにおもむき、アルキびとの領地に達し、下ベテホロンのみ、三西に下ってヤフレテびとの領地に達し、下ベテホロンのみ、三西に下ってヤフレテびとの領地に達し、下ベテホロンのみ、三西に下ってヤフレテびとの領地に達し、下ベテルに至り、三ベテエリコから山地に上っている荒野を経て、ベテルに至り、三ベテエリコから山地に上っている荒野を経て、ベテルに至り、三ベテルが、くじによって獲た地の境は、エリコのほとり「ヨセフの子孫が、くじによって獲た地の境は、エリコのほとり「ヨセフの子孫が、くじによって獲た地の境は、エリコのほとり」

を受けた。

国エフライムの子孫が、その家族にしたがって獲た地の境は、次のとおりである。彼らの嗣業の東の境は、アタロテ・アダルでのとおりである。彼らの嗣業の東の境は、アタロテ・アダルでのとおりである。ならの嗣業の東に登り、まではその境は、アタロテとナアラにて、とい、上ベテホロンに達し、たるの境は、その所から海に及ぶ。あって、上ベテホロンに達し、カナの川に達し、海に至って尽きる。ハタップアからその境は西に進んで、カナの川に達し、海に至って尽きる。ハタップアからその境は西に進んで、カナの川に達し、海に至って尽きる。これその境は西に進んで、カナの川に達し、海に至って尽きる。これの子孫のために分け与えられた町々があって、そのすべてである。九このほかにマナセの子孫の嗣業のうちにも、エフライムの子孫のために分け与えられた町々があって、その所から海に及ぶ。ままままである。九このほかにマナセの子孫の嗣業が、その家族にしたがって獲た地の境は、次の大谷のである。カこのほかにマナセの子孫の嗣業が、アタロテとナアシロで曲れている。カナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかったので、カナンびとは今日までエカナンびとを、追い払わなかった。

## 第一七章

を与えたが、それは、アビエゼル、ヘレク、アスリエル、シケム、た。ニマナセの部族の他のものにも、その家族にしたがって、地た。ニマナセの部族の他のものにも、その家族にしたがって、地大であるマキルは、軍人であった。マナセの長子で、ギレアデのマナセはヨセフの長子であった。マナセの長子で、ギレアデのマナセの部族が、くじによって獲た地は、次のとおりである。ニマナセの部族が、くじによって獲た地は、次のとおりである。

にぞる 属で進せ し、

北はマナセに属する。

海がその境となる。

マナセは北 エフライム

海に達して尽きる。このその川の南の地は、紫、た。

中にあって、エフライムに属した。マナセの境は、川の北に沿った。ないに下って、川の南に至る。そこの町々はマナセの町々のナの川に下って、川の南に至る。そこの町々はマナセの町々のプアの町は、エフライムの子孫に属していた。ヵまたその境はカプアの町は、エフライムの子孫に属していた。ヵまたその境はカ

タップアの地はマナセに属していたが、マナセの境にあるタッ

かった。 女の子たちの名は、マヘラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テその子であったゼロペハデには、 女の子だけで、 男の子がな に及び、その境は南に延びて、エンタップアの住民に達する。ヘキュー・カーの獲た地の境は、アセルからシケムの東のミクメタテは、そのほかのマナセの子孫に分け与えられた。 とバシャンの地のほかに、なお十の部分を獲た。 \* マナセの娘たを与えた。 # こうしてマナセはヨルダンの向こう側で、ギレアデッタ がって、彼らの父の兄弟たちと同じように、彼女たちにも嗣業 じように、わたしたちにも、嗣業を与えよと、主はモーセに命いように、わかさたちの前に進み出て、「わたしたちの兄弟と同いおよび、つかさたちの前に進み出て、「わたしたちの兄弟と同いない」 **■しかし、マナセの子マキル、その子ギレアデ、その子へペル、** て、 じおきになりました」と言ったので、 ルザといった。『彼女たちは、祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュ へペル、セミダで、これらはヨセフの子マナセの男の子 その家族にしたがって、 男の子らと共に、嗣業を獲たからである。 あげたものである ヨシュアは主の命にした ギレアデの地 孫ん 穴であっ

獲た。このうち第三のものは高地である。こしかし、マナセの村々、タアナクの住民とその村々、メギドの住民とその村々をせらせら、 せらせら せらせら 言った、「あなたは数の多い民で、大きな力をもっています。そヨシュアはまたヨセフの家、すなわちエフライムとマナセに 平地におるカナンびとは、ベテシャンとその村々におるものも、 山地が、あなたがたには狭いのだから」。「スヨセフの子孫は答 とやレパイムびとの地を自分で切り開くがよい。エフライムの たが数の多い民ならば、林に上っていって、そこで、まず、まま、たま くださったのですか」。「ヨヨシュアは彼らに言った、「もしあな なぜ、わたしの嗣業として、ただ一つのくじ、一つの分だけを、 祝福されたので、わたしは数の多い民となったのに、 四ヨセフの子孫はヨシュアに言った、「主が今まで、 なり、ことごとく追い払うことはしなかった。 の人々が強くなるにしたがって、カナンびとを使役するように とは長くこの地に住み続けようとした。こしかし、イスラエル 子孫は、これらの町々を取ることができなかったので、 とその村々、ドルの住民とその村々、エンドルの住民とそのせらせらい、ドルの住民とその村々、エンドルの住民とその はアセルに接し、 れ エズレルの谷におるものも、みな鉄ので えた、「山地はわたしどもに十分ではありませ イッサカルとアセルの中に、ベテシャンとその村々、イブレアム でただ一つのくじでは足りません。 東はイッサカルに接する。ニマナ 戦車を持っています」。こと 一八 山きん 地をもあなたのも ペリジび かつまた わたしを んはまた あなたは カナンび

うことができます」。
びとは鉄の戦車があって、強くはあるが、あなたはそれを追い払って、はいますで、自分のものとしなければなりません。カナンのとしなければなりません。それは林ではあるが、切り開いて、のとしなければなりません。それは林ではあるが、切り開いて、

## 第一八章

北のその領地にとどまらなければならない。\*あなたがたは、そればならない。ユダは南のその領地にとどまり、ヨセフの家はればならない。 部族ごとに三人ずつを出しなさい。わたしはその人々をつかわぶぜくられた地を取りに行くのを、いつまで怠っているのですか。四に言った、「あなたがたは、先祖の神、主が、あなたがたに与え こなければならない。単彼らはその地を七つの部分に分けなけ の嗣業のために、それを図面にして、わたしのところへ持ってしましょう。彼らは立っていって、その地を行き巡り、おのおの い部族が、七つ残っていたので、ヨヨシュアはイスラエルの人々のますくこその時、イスラエルの人々のうちに、まだ嗣業を分かち取らない。 そこでイスラエルの人々の全会衆は、その地 持ってこなければならない。 地を七つに分けて、 シロに集まり、そこに会見の幕屋を立てた。 あなたがたのために、くじを引くであろう。セレ 、図面にし、 わたしはここで、われわれの神、 それをここに、 わたしのところ を ヨセフの家は 征服と たの

ある」。 
まを受けた。それは主のしもベモーセが、彼らに与えたもので業を受けた。それは主のしもベモーセが、彼らに与えたものでの半部族とは、ヨルダンの向こう側、 東の方で、すでにその嗣には、まない、彼らの嗣業だからである。またガドとルベンとマナセことが、彼らの嗣業だからである。またガドとルベンとマナセとは、あなたがたのうちに何の分をも持たない。主の祭司たるとは、あなたがたのうちに何の分をも持たない。

こ まずベニヤミンの子孫の部族のために、その家族にしたがの人々に、それぞれの分として、地を分け与えた。 の前に、くじを引いた。そしてヨシュアはその所で、イスラエル アのもとへ持ってきた。一〇ヨシュアはシロ し、図面にして、書物に書きしるし、シロの宿営におるヨシュ て、 めに、ここでくじを引きましょう」。ヵこうしてその人々は行っ 持って帰りなさい。わたしはシロで、主の前に、あなたがたの。 て、その地を行き巡り、それを図面にして、 出て行く人々に、ヨシュアは命じて言った、「あなたがたは行 ハそこでその人々は立って行った。 て、くじを引いた。そしてそのくじによって獲た領地は、 その地を経めぐり、町々にしたがって、 その地の図面を作るため それを七つの部分と で、 わたしのところに 彼らのために主 、ユダの つ

わちエルサレム、ギベア、キリアテ・ヤリム。すなわち十四の

ニセ レケム、イルピエル、タララ、ニハ ゼラ、

またギベオン、ラマ、

がって獲た嗣業の四方の境である。 がって獲た嗣業の四方の境である。このヨルダンは東の方の主なっていた。これが南の境である。このヨルダンは東の方の至って尽きる。これが南の境である。このヨルダンは東の方の主が、というという。これが南の境である。このヨルダンは東の方の主が、というという。これが南の境である。このヨルダンは東の方の主が、というという。これが南の境である。このヨルダンは東の方の主が、というという。これが南の境である。この方の方が、これが、いっとでは、いっとでは、いっとでは、いっとでは、いったが、は、まりまりがって獲た嗣業の四方の境である。 わきの南、 これに曲ってエンシメシにおもむき、アドミムの坂に対するゲー 素 素 素 始まり、その境はそこからエフロンにおもむき、ネフトアのい。 尽きる。 リロテにおもむき、ルベンびとボハンの石に下り、「^ベテアラ ある山から南に曲り、ユダの子 るアタロテ・アダルに下り、四西の方では、 「方の境であった。」 m また南の方は、キリアテ・ヤリーの ゆきかい キリアテ・バアルはキリアテ・ヤリムである。 ヒンノムの谷に下り、 ·孫の町キリアテ·バアルに至って 西の方では、ベテホロンの南に レパイムの谷の北の端にあるべ また下ってエンロゲルに至り、 進んでエブスびとの これが西 ム のない。

家族にしたがって獲た嗣業である。町々と、それに属する村々。これがベニヤミンの子孫の、その『\*\*\*\*

## 第一九章

の部族の、 ダの子孫の分が大きかったので、この子孫の嗣業は、ユダの子孫の領しまる。 しょくしょう ぶぞく かぞく え しぎょう ゲブのラマに至るまでのすべての村々。これがシメオンの子でです。 に上って、マララに至り、 じを引いた。 を彼らの嗣 よびこれらの町の周囲にあって、バアラテ・ベエル、すなわちネ ル、 三の町々と、それに属する村々。

・またアイン、リンモン、エテ ゼム、四エルトラデ、ベトル、ホルマ、ョチクラグ、ベテ・マル 子孫の嗣 業のうちにあった。 = その嗣 業として獲たものは、しまん、しぎょうに、その家族にしたがって、くじを引いた。その嗣 業はユダに、その家族にしたがって、くじを引いた。その嗣 業はユダ カボテ、ハザルスサ、¤ベテレバオテ、シャルヘン。すなわち十 エルシバ、すなわちシバ、モラダ、ョハザル・シュアル、バラ、エ 次にシメオンのため、 第三にゼブルンの子孫のために、その家族にしたがって、だい。 アシャン。すなわち四つの町々と、それに属する村々。 **ぱ業の中に獲たからである。** その家族にしたがって獲た嗣 その嗣業の領域はサリデに及び、これがある。 すなわちシメオンの子孫の部族 ダバセテに達し、ヨクネアムの シメオンの子孫が、 域のうちにあった。 業である。ヵシメオン その境は 東に、 ユダの のた 西にく

た町々

ゼマ

ライム、ベテル、三 アビム、パラ、オフラ、三 ケパル・アンモ

すなわち十二の町々と、それに属する村々。

ベエロテ、ニャミヅパ、ケピラ、モザ、

エレフ、

エブスすな

エリコ、ベテホグラ、エメクケジツ、<br />
三 ベテアラバ、

は西では、

カルメルとシホル

リブナテに達し、これそれ

ニャアランメレク、

アマデ、

ミシャルがあり、

るから す がら 東 じ ながし ながし

あ

の子孫の、 と、 の境はハンナトンに回り、 ジンに至り、 そこから東の方、 ロテ・タボルの境に至り、 それに属する村々とである。 達なし、 その家族にしたがって獲た嗣 業であって、その家族にしたがって獲た嗣 業であって、 **ニ**サリデから、 リンモンに進んで、ネアの方に曲る。「四北ではそい方、日の出の方に進んで、ガテヘペルとイッタ・カーほう」は、「ほう」は、「はない」とので、「はいい」といっている。「日本のでは、「おいい」といっている。 ダベラテに出て、ヤピアに上りら、東の方、日の出の方に曲り、 り、東の方、日の出の方に曲り、 イフタエルの谷に至って尽きる。 一四北ではそ その町々 り、 キス — 五

子孫の部族の、その家族にしたがって獲た嗣業であって、そのしそん。 ミモく かぞく しぎょう ロッカー 町々と、それに属する村々があった。 ニョ これがイッサカルのまきまち |も第四にイッサカル、 の家族にしたがって、 三四第五に、アセルの子孫の部族のために、 テシメシに達し、その境はヨルダンに至って尽きる。十六の ハダ、ベテパッゼズがあり、三その境はタボル、シャハヂマ、ベ こ ラビテ、キション、エベツ、ニ レメテ、エンガンニム、 ル、ケスロテ、シュネム、「ヵハパライム、シオン、アナハラテ、 くじを引いた。 それに属する村々とである。 宝その領 くじを引いた。「へその領」 すなわちイッサカルの子孫のために、 域には、 ヘルカテ、ハリ、ベテン、 その家族にしたがっ 域には、 エズレ エン そ

> 部族の、その家族にしたがって獲た嗣業であって、その町々といませく、まれに属する村々があった。三二これがアセルの子孫町々と、それに属する村々があった。三二これがアセルの子孫ハラブ、アクジブ、三〇ウンマ、アペク、レホブなど、二十二 谷に達し、ベテエメクおよびネイエルに至り、に折れて、ベテダゴンに至り、北の方ゼブルンとに折れて、ベテダゴンに至り、北の方ゼブルンと それに属する村々とである。 至る。またその境はホサに曲り、海に至って尽きる。 ンに及び、これそれから、その境はラマに曲り、 で、
>
> 三
>
> 更
> に
> エ
> ブロン
>
> 、
> レ
> ホ
> ブ
>
> 、 ハンモン、 の方ゼブルンと、イプタエ カナを経て、 堅固な町ツロに 北はカブルに そして、 大だい シ ド ル マ 0)

向かって、アクムに至り、 ナテ、 に達する。 Ξπ その堅固な町々は、ヂデム、ゼル、ハンマテ、ラッキュ けんご まままり 南はゼブルンに接し、西はアセルに接し、東はヨルダンのユダダダダダ がって獲た嗣 レイ、 カテ、 かしの木から起り、アダミ・ネケブおよび、ヤブネルを経て、 じを引いた。三三その境はヘレフから、 あった。゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙これがナフタリの子孫の部族が、 ベテシメシなどで、 キンネレテ、=<<br/>
たアダマ、 エンハゾル、 アズノテ・タボルに至り、そこからホッコクに出る。 ヨルダンに至って尽きる。三四そしてその境は西に 業であって、 = < イロン、ミグダルエル、</p> 十九の町々と、それに属する村々が1ン、ミグダルエル、ホレム、ベテア その町々と、 ラマ、 ハゾル、ミケデシ、エデ すなわちザアナニイム それに属する村々とで その家族にした <

四0 第七に、ダンの子孫の部族のために、その家族にしたがって、

入口で、 嗣業であって、その町々と、それに属する村々とである。 しぎょう まらまと、それに属する村々とである。 とっきょう これがダンの子孫の部族の、その家族にしたがって獲たた。 四个これがダンの子孫の部族の、 彼らのために小さかったので、ダンの子孫は、上って行き、レセットと相対する地域があった。四もただし、ダンの子孫の領域は、パと相対する地域があった。四もただし、ダンの子孫の領域は、 ヌンの子ヨシュアに与えた。 垂〇すなわち、主の命に従って、彼れの子ヨシュアに与えた。 垂〇すなわち、 しゅ いのち しんが とき、イスラエルの人々は、自分たちのうちに、一つの嗣業を、 四九こうして国の各地域を嗣業として分け与えることを終った。 かくち しぎょう っきん きん そこに住み、先祖ダンの名にしたがって、レセムをダンと名づけない。 ラエルの子孫の部族の族長たちが、シロにおいて会見の幕屋の テ・セラであって、彼はその町を建てなおして、そこに住んだ。 が求めた町を与えたが、それはエフライムの山地にあるテムナ ネベラク、ガテリンモン、四ペメヤルコン、ラッコン、およびヨッ して地を分けることを終った。 五これらは、 ナ、エクロン、🔤 エルテケ、ギベトン、バアラテ、🖫 エホデ、ベ ルシメシ、四三シャラビム、アヤロン、イテラ、四三エロン、テム くじを引いた。四一その嗣 主の前に、 祭司エレアザル、ヌンの子ヨシュア、およびイス くじを引いて分け与えた嗣業である。 業の領域には、ゾラ、エシタオル、

> 後、彼は自分の町、自分の家に帰って行って、逃げ出してきたその5 タネポ ピッメペ サッタ゚ ピッス゚ タッタ゚ の大祭司が死ぬまで、その町に住まなければならない。そしてできょい。 手に渡してはならない。彼はあやまって隣人を殺したのであった。また、からない、あだを討つ者が追ってきても、人を殺したその者を、その人を町に受け入れて、場所を与え、共に住ませるであろう。ヵたい、そのわけを述べなければならない。そうすれば、彼らはそのに、そのわけを述べなければならない。そうすれば、彼らはそのに、そのわけを述べなければならない。 町を選び定め、『あやまって、知らずに人を殺した者を、ます。 そう でん ひょう まっぱい、『先にわたしがモーセによって言っておいた、のなさい、『先にわたしがモーセによって言っておいた、の セそこで、ナフタリの山地にあるガリラヤのケデシ、エフライム の町に は、 で、もとからそれを憎んでいたのではないからである。^その人で、もとからそれを憎んでいたのではないからである。^ つにのがれて行って、 て、 のがれさせなさい。これはあなたがたが、 そこで主はヨシュアに言われた、ニ「イスラエルの にのがれて行って、町の門の入口に立ち、その町の長 老たちのがれる場所となるでしょう。四その人は、これらの町の一のがれる場所となるでしょう。四その人は、これらの町の一 会衆の前に立って、さばきを受けるまで、 住むことができる』」。 あだを討つ者をさけ あるいはその時 人々に言い 彼らはその そこへ がれ

 πその他のコハテびとは、

くじによって、

族、ダンの部族、

まって人を殺した者を、そこにのがれさせ、会衆の前に立たない。 寄留する他国人のために設けられた町々であって、すべて、あやいから、たいくしん するためである。 ヵこれらは、イスラエルのすべての人々、およびそのうちに マナセの部族のうちから、 あだを討つ者の手にかかって死ぬことのないように バシャンのゴランを選び定

#### 第二一

の町々と、 人々は、 シメオンの部族、およびベニヤミンの部族のうちから、十三の町、ませくの子孫であるこれらのレビびとは、くじによって、ユダの部族、の子孫 四まずコハテびとの氏族のために、 を獲た。 6、主の命にしたがって、自分たちの嗣 業のうちから、次、 しゅ いのち しゅいのち モーセによって命じられました」。 = それでイスラエルの こ、その放牧地とを、レビびとに与えた。 まの命にしたがって、自分たちの嗣 業のうちから、 しゅ いのち くじを引いた。 祭司アロン

およびマナセの半部族のうちから、 エフライムの部族のまたく 放牧地、デビルとその放牧地、「ホアインとその放牧地、「はうぼくよ」にあるほくよりできない。 ほうぼく ちこういとその放牧地、「五ホロンテルとその放牧地、「五ホロン 町の畑と、それに属する村々とは、 \*\* はたけ に与えた。このアルバはアナクの父 が、 町であるヘブロンとその放牧地、 三三祭司アロンの子孫に与えたのは、 とその放牧地、 それを受けて所有していた。 このアルバはアナクの父であった。 ベテシメシとその放牧地など、 エシテモアとその放牧地、 リブナとその放牧地、 人を殺した者のしたる 九つの町であ

獲さ

氏族、アセルの部族、ナフタリの部族、 ナセの半部族のうちから、十三の町を獲た。 \* またゲルションびとは、 くじによって、 およびバシャンにある イッサカ ル 0) 部 族《

与えた。
「生きなく」に、これらの町と、その放牧地とを、くじによって、レビびとにに、これらの町と、その放牧地とを、くじによって命じられたとおり ドの部族、 <イスラエルの人々は、主がモーセによって命じられたとおり セ またメラリびとは、その氏族にしたがって、ルベンの部族、ガ およびゼブルンの部族のうちから、十二の町を獲た。

ヵまずユダの部族と、 シメオンの部族のうちから、次に名をあげ すでにエフンネの子カレブ |三 ただし、 のがれる

29

ンとその

ヤ

ユッタ

よびガテリィニューをうぎくらの半部族のうちから分け与えた町は、タアナクとこの半部族のうちから分け与えた町は、タアナクとこのという。ことその放牧地など、四つの町である。 の放牧地、 の放牧地、 町は、人を殺したものの、のがれる町であるエフライムの動き、 他のコハテびとの氏 放牧地、ギベトンとその放牧地、三四アヤロほうほくちになっている。このではいまたダンの部族のうちから分け与えた町、またダンの部族のうちからからない。またまでは、このでは、このでは、これでは、これでは、これでは、 シケムとその放牧地、 ど、 ベニヤミンの部族のうちから、ギベオンとその放牧地、 て、 こ0 その他のコハテびとであるレビびとの氏族は、 は、 て、 る放牧地があった。 よびガテリンモンとその放牧地など、 エフライムの部族のうちから町を獲た。 三 すなわ 四つの 合わせて十三であって、 の二つの部族のうちから分け与えたものである。 「ハアナトテとその放牧地、 ベテホロンとその放牧地など、 【族の町は、合わせて十であって、それに属すばくの放牧地など、二つの町である。 = < その ゲゼルとその放牧地、ニキブザイムとそ それに属する放牧地があった。 三四アヤロンとその放牧地、 タアナクとその放牧地、お 二つの町である。 は、 四つの町である。 エルテケとその 三五またマナセ くじによっ ゲバとそ ち、 — 七 山地の その また Ξ ガ

町であるバシャンのゴランとその放牧地、町は、マナセの半部族のうちからは、人を経りは、マナセの半部族の からは、 その放牧地など、 こせゲル ションびとであるレビびとの氏族の一つに与えられ キショ ンとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ニヵヤ、二つの町である。ニパイッサカルの部族のうち、二つのサザ゙ 人を殺した者の、 およびベエシテラと の がれ る た

あ

放牧地があった。
たがって獲た町は、 地など、三つの町である。WIII ゲルションびとが、そのその放牧地、ハンモテ・ドルとその放牧地、カルタンとからは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤのからは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤの からは、人を殺した者の、のがれる町であるガリラヤのケデシととその放牧地など、四つの町である。三二ナフタリの部族のうちょっぱくち 地、 で ル ある。 ムテとその放牧地、エンガンニムとそのはできてい アブドンとその放牧地、ニーヘルカテとその放牧地、アブドンとその放牧地、ニーヘルカテとその放牧地、まずで、ナーノの東京はくちょうに、 Ξ アセルの部族のうちからは、 合わせて十三の町であって、 、ミシャルとその放牧の放牧地など、四つの町 カルタンとその放牧 それ その氏族にし に属する レホブ

の部族のうちからは、人を殺した者の、のがれる町であるギレアの部族へ、メパアテとその放牧地など、四つの町である。三八ガド放牧地、メパアテとその放牧地など、四つの町である。三八ガドはらぼくち、はらばくちにない はっぱくちにない エモケデモテとその放牧地など、四つの町である。三八ルベンの部族のうちからは、ほうばくち その氏族にしたがって、くじをもって獲た町であって、 デのラモテとその放牧地、 ルタとその放牧地、三五 デムナとその放牧地、は、ゼブルンの部族のうちからは、ヨクネアム 三 その他のレビびとである、 十二であった。 ンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地など、

はうぼくち る。 四つこれらはみな、 ほかのレビびとであるメラリびとが、 マハナイムとその放牧地、ミュヘシボ メラリびとの氏族に与えられた町 ヨクネアムとその放牧地、 、合わせて ナハラルとその 匹 合わせて 一つの町の 力 で

スラエル 0) 人々なとびと の 所有のうちに、 レビびとが持 つ た 町 ち 々ま

四

らの町々はみなそうであった。これらの町々は、それぞれその周囲に放牧地があった。これに、合わせて四十八であって、それに属する放牧地があった。四は、合わせて四十八であって、それに属する放牧地があった。四

ことは、一つとしてたがわず、みな実現した。

ことは、一つとしてたがわず、みな実現した。
ことば、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに
四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに
四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに
四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに
四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに
四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに
四三このように、主が、イスラエルに与えると、その先祖たちに

#### 第二二章

主のしもベモーセが、あなたがたに与えたヨルダンの向こう側をいった。またが、あなたがたの兄弟たちに、先に約束されたとおり、安息を関わるようになりました。四今はすでに、あなたがたの神、主が、あなたがたの兄弟たちを捨てず、あなたがたの神、主いの命令を、よく守ってきました。四今はすでに、あなたがたの神、主いの命令を、よく守ってきました。四今はすでに、あなたがたの神、主を別、あなたがたの兄弟たちを捨てず、あなたがたの神、主を別、あなたがたの兄弟たちに、先に約束されたとおり、安息を関わるようになりました。それで、あなたがたは主のしもベモーを関わるようになりました。それで、あなたがたは主のしもベモーをが、あなたがたに与えたヨルダンの向こう側を関わるようになりました。それで、あなたがたは主のしもベモーをが、あなたがたに与えたヨルダンの向こう側を関わるようになりました。それで、あなたがたは主のしもベモーセが、あなたがたに与えたヨルダンの向こう側を関わるようになりました。それで、あなたがたは主のしもベモーセが、あなたがたに与えたヨルダンの向こう側を関わるように対している。

で、彼らはその天幕に帰った。 で、彼らはその天幕に帰った。 と、 ことで、 で、彼らはその天幕に帰った。 と、 ことで、 さい、あなたがたの神、主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令となって、 主につき従い、 心をつくし、精神をつくして、 主にを守って、主につき従い、 心をつくし、精神をつくして、 主にを守って、主につき従い、 心をつくし、 神はとを慎んで行を守って、 主につき従い、 心をつくし、 神法とを慎んで行るなさい。\*\*\*

を与えたが、他の半ばには、すでにモーセがバシャンで所有地を与えたが、他の半ばには、ヨシュアがヨルダンのこちら側、西を与えたが、他の半ばには、ヨシュアがヨルダンのこちら側、西を与えたが、他の半ばには、ヨシュアがヨルダンのこちら側、西をうたがたは多くの貨財と、おびただしい数の家畜と、金、銀、なたがたは多くの貨財と、おびただしい数の家畜と、金、銀、なたがたは多くの貨財と、おびただしい数の家畜と、金、銀、なたがたは多くの貨財と、おびただしい数の家畜と、金、銀、なたがたは多くの貨財と、おびただしい数の家畜と、金、銀、なたがたは多くの貨財と、おびただしい数の家畜と、金、銀、が、および多くの衣服を持って天幕に帰り、敵から獲たぶがいかを兄、弟たちに分けなさい」。れこうしてルベンの子孫、んどり物を兄弟たちに分けなさい」。れこうしてルベンの子孫、んどり物を兄弟たちに分けなさい」。れこうしてルベンの子孫、の地に行こうと、カナンの地のシロで、イスラエルの人々と別れて帰って行った。

て、彼らの所に攻め上ろうとした。
て、彼らの所に攻め上ろうとした。
を聞くとひとしく、イスラエルの人々の全会衆はシロに集まっを聞くとひとしく、イスラエルの人々の全会衆はシロに集まっを聞いた」といううわさを聞いた。ニーイスラエルの人々が、それ等がた」といううわさを聞いた。ニーイスラエルの人々が、それがシャンのほとりのイスラエルの人々に属する方で、一つの祭壇をダンのほとりのイスラエルの人々に属する方で、一つの祭壇をダンのほとりのイスラエルの人々に属する方で、一つの祭壇を

ギレアデの地のルベンの子孫、ガドの子孫、およびマナセの半三 そしてイスラエルの人をは、祭司エレアザルの子ピネハスをは、祭司エレアザルの子ピネハスをで、彼らの所に攻め上ろうとした にそむこうとするのは何事か。」もペオルで犯した罪で、なお足に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、主に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、主に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、主に従うことをやめ、自分のために一つの祭壇を築いて、今日、といたが語って言った、「主の全会衆はこう言います、『あなたがたが語って言った、「主の全会衆はこう言います、『あなたがたが語って言った、「主の全会衆はこう言います、『あなたがたが語って言った、「主の主義、ガドの子孫、およびマナセの半部族に地に行き、ルベンの子孫、ガドの子孫、およびマナセの半部族に を、彼と共に行かせた。これらはみなイスラエルの氏族のうちの家のつかさ、ひとりずつをあげて、合わせて十人のつかさたち いる主の所有の地に渡ってきて、なたがたの所有の地が清くない。 るの で、 りないとするのか。それがために主の会衆に災が下ったが、わにそむこうとするのは何事か。」もペオルで犯した罪で、なお足に イスラエルの全会 衆にむかって怒られるであろう。- ヵも あなたがたは、今日、ひるがえって主に従うことをやめようとす れわれは今日もなお、 父祖の家のかしらたる人々であった。「五彼らはギレアデの あなたがたが、きょう、主にそむくならば、 その罪から清められていない。 のであれば、 われわ 合わせて十人のつかさたち れのうちに、 うちに、所有の地を主の幕屋の立って あす、 入し 主 は しあ かも

ななさい。ただ、われわれの神、主の祭壇のほかに、自分のために祭壇を築いて、主にそむき、またわれわれをそむく者とならせて、とがを犯し、それがためイスラエルの全人かとりでないでください。こ0 ゼラの子アカンは、のろわれた物についないでください。またその罪によって滅びた者は、彼ひとりではなかった。
このではない。ただ、われわれの神、主の祭壇のほかに、自分のため獲なさい。ただ、われわれの神、主の祭壇のほかに、自分のため

る 者、 犠牲をささげるためであったならば、主みずから、その罪を問い 素祭をささげるためであり、あるいはまたその上に、もし主に従うことをやめるためであり、またその上 は、 民なわ 五 なたがたは、 ただしてください。三回しかし、 をゆるさないでください。 💷 われわれが祭壇を築いたことが り、あるいは主に罪を犯すことであるならば、きょう、われわれルもまた知らなければならない。もしそれがそむくことであ 三その時、ルベンの子孫、 われわれの子孫にむかって言うことがあるかも知れません、『あ たのです。すなわち、のちの日になって、あなたがたの子孫が、 の特権がありません』。こう言って、 れとの間に、 ルベンの子孫と、 イスラエルの氏族のかしらたちに答えて言った、三「力」 神、主。力ある者、かみしゅ ちから もの イスラエルの神、主と、なんの関係があるのですか。 ヨルダンを境とされました。 ガドの子孫よ、主は、 神、主。主は知ろしめす。 ガドの子孫、 われわれは次のことを考えてし あなたがたの子で 、またその上に、煙寒のここ、酬恩祭の およびマナセの あなたがたは主 なたがたと、わ イスラエ 半部族

犠牲をささげるための祭壇を築くようなことは、決していませい。 まくや まっぱん まり まくや まくい まの 幕屋の前にある祭壇のほかに、燔祭、素祭、れの神、 との まくや まくい 型をごらんなさい。これは燔祭のためではなく、また犠牲のたの時、われわれは言おう、「われわれの先祖が造った主の祭壇のの時、 主にそむき、ひるがえって今日、主に従うことをやめて、われわめでもなく、あなたがたと、われわれとの間の証拠である」。これ う。 たわれわれの子孫が、もしそのようなことを言われるならば、そ う』。「<またわれわれは言いました、『のちの日に、われわれ、ま をもって、主の前で、主につとめをするためである。こうすれ なたがたと、 그 ません』。 「あなたがたは主の民の特権がありません」とは言わないであろ われわれは言いました、『さあ、われわれは一つの祭壇を築こ のちの日になって、あなたがたの子孫が、われわれの子孫に、 証拠とならせて、われわれが、燔祭と犠牲、および酬恩祭とがたと、われわれとの間、およびわれわれの後の子孫の間、「ないないのというないない」というないではなく、また犠牲のためでもなく、こもただあばない。 · の 子 孫に、主を拝むことをやめさせるかも知れない 決していたし または ので、

子孫、ガドの子孫、およびマナセの子孫に言った、「今日、われのことれ、 ガドの子孫、およびマナセの子孫が語った言葉を聞いて、それを良しと ち子孫、およびマナセの子孫が語った言葉を聞いて、それを良しと ちんたん 祭司ピネハス、および会 衆のつかさたち、すなわち彼と共に に の 祭司ピネハス、および会 衆のつかさたち、すなわち彼と共に に

す」。

す」。

ながたは今、イスラエルの人々を、主の手から救い出したのでたが、主にむかって、このとがを犯さなかったからである。あなたが、主にむかって、このといますことを知った。あなたがわれは、主がわれわれのうちにいますことを知った。あなたが

ここうして祭司エレアザルの子ピネハスと、つかさたちは、ルニニこうして祭司エレアザルの子孫に別れて、ギレアデの地からカナベンの子孫、およびガドの子孫とガドの子孫に別れて、ギレアデの地からカナベンの子孫、およびガドの子孫とガドの子孫に別れて、ギレアデの地からカナベンの子孫、およびガドの子孫とガドの子孫に別れて、ギレアデの地からカナベンの子孫、およびガドの子孫とガドの子孫は、その祭壇を「あかし」と名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にと名づけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にとるづけて言った、「これは、われわれの間にあって、主が神にというは、および神にない。

# 第二三章

れに仕え、それを拝んではならない。<ただ、今日までしてきたを唱えてはならない。それをさして誓ってはならない。またそ ている、これらの国民と交じってはならない。彼らの神々の名て右にも左にも曲ってはならない。ゎあなたがたのうちに残った。ことごとく守って行わなければならない。それを離れあなたがたは堅く立って、モーセの律法の書にしるされているあなたがたは堅く立って、モーセの律法の書にしるされている なたがたの神、主である。そしてあなたがたの神、主が約束され国民を打ち払い、あなたがたの目の前から追い払われるのは、あがたの各部族の嗣業とさせた。エ あなたがたの前から、そのがたのないだく しょょう きるであろう。 る。 が大いなる強き国民を、 すべての国々を、くじをもって、あなたがたに分け与え、あなた のもろもろの残っている国々と、すでにわたしが滅ぼし去った たがたは深く慎んで、あなたがたの神、主を愛さなければならな らあなたがたのために戦われるからである。! それゆえ、 なかった。1○あなたがたのひとりは、千人を追い払うことがで なたがたには今日まで、立ち向かうことのできる者は、ひとりも ように、 あなたがたは堅く立って、モーセの律法の書にしるされ たように、 | 四見よ、わたしはヨルダンから、日の入る方、大海までの、| あなたがたのために戦われたのは、あなたがたの神、主で Ξしか ーあなたがたの神、主につき従わなければならない。 ・ 主にった。 あなたがたは彼らの地を獲るであろう。

木それ あなたがたの神、主が約束されたように、みずか あなたがたがもしひるがえって、 あなたがたの前から追い払われた。 これらの国民 、主であ ゆえ、 あな あ

り、これと婚姻し、ゆききするならば、ニあなたがたは、しかり、これと婚姻し、ゆききするならば、ニあなたがたは、しからの国民をあなたがたの前から、追い払うことをされないであらの国民をあなたがたの前から、追い払うことをされないであらの国民をあなたがたの前から、追い払うことをされないであるって、あなたがたは、むちとなり、あなたがたの神、主は、もはや、これと知らなければならない。あなたがたの神、主は、もはや、これと知らなければならない。あなたがたの神、主は、もはや、これと知らながたのから、滅びうせるであろう。

国見よ、学生、わたしは世の人のみな行く道を行こうとする。 こ 見よ、学日、わたしは世の人のみな行く道を行こうとする。 おなたがたがみな、心のうちにまた、肝に銘じて知っているように、あなたがたの神、主があなたがたについて約束された、もろもろの良いことで、一つも欠けたものはなかった。」 ましかし、あなたがたに臨んで、一つも欠けたものはなかった。」 ましかし、あなたがたに臨んで、一つも欠けたものはなかった。」 ましかし、あなたがたに臨んで、一つも欠けたものはなかった。」 ましかし、あなたがたに臨んだように、主はまた、もろもろの良いことが、あなたがたに臨んだように、主はまた、もろもろの良いことが、あなたがたにでして、あなたがたの神、主が賜わったのであるう。「木もし、あなたがたに下して、あなたがたの神、主が賜わったのかって怒りを発し、あなたがたは、主が場合じられたその契約を犯し、かって怒りを発し、あなたがたは、主が場合である。 まがりていかの神などが、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって怒りを発し、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって怒りを発し、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって終りを発し、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって終りを発し、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって終りを発し、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって終りを発し、あなたがたは、主が賜わった良い地から、すかって終りを発し、あなたがたは、まが、おないでは、まが、まが、あなたがたにない。

## 第二四章

フェルの長老、かしら、さばきびと、つかさたちを召し寄せて、共に神の前に進み出た。こそしてヨシュアはすべての民に言った、「イスラエルの神、主は、こう仰せられる、『あなたがたの先祖た、「イスラエルの神、主は、こう仰せられる、『あなたがたの先祖た、「イスラエルの神、主は、こう仰せられる、『あなたがたの先祖たりは、あなたがたの先祖アブラハムの父、ナホルの父テラは、昔、ユフラテ川の向こうに住み、みな、ほかの神なに仕えていたが、こわたしは、あなたがたの先祖アブラハムを、川の向こうから連れ出たしは、あなたがたの大祖アブラハムを、川の向こうから連れ出たしは、あなたがたの大祖アブラハムを、川の向こうから連れ出たしは、あなたがたを導き出した。へわたしはあなたがたの失たちを、エジプトから導き出し、あなたがたが海にきたとき、エジプトでよる。またエジプトのうちに不思議をおこなって、これに災を下し、そのたエジプトから導き出し、あなたがたが海にきたとき、エジプトびとともって、あなたがたの父たちを和おし、またい、戦車と騎兵とをもって、あなたがたの父たちが主に呼ばわったのてきた。すそのとき、あなたがたとエジプトびととの間に置き、海をで、主は暗やみをあなたがたとエジプトびととの間に置き、海をで、主は暗やみをあなたがたとエジプトびととの間に置き、海をで、主は暗やみをあなたがたとエジプトびととの間に置き、海をで、主は暗やみをあなたがたとエジプトびととの間に置き、海をで、主は暗やみをあなたがたとエジプトびととの間に置き、海をならのようながある上に傾けて彼らをおおわれた。あなたがたは、わたしがようないた。

地を獲させ、戦ったので、 戦ったが、わたしは彼らをあなたがたの手に渡した。三わたしメヒメッ ギルガシびと、ヒビびと、およびエブスびとも、あなたがたと ている』。 たはまた自分で作らなかったぶどう畑と、オリブ 畑の実を食べえた、そしてあなたがたはいまその所に住んでいる。 あなたが たがたに与え、あなたがたが建てなかった町を、あなたがたに与え たりの王を、あなたがたの前から追い払った。これはあなたが がたと戦い、アモリびと、ペリジびと、カナンびと、ヘテびと、 は、 は彼の手からあなたがたを救い出した。二 そしてあなたがた で、 わせようとしたが、□わたしがバラムに聞こうとしなかったの Ų びとの地に、 たのつるぎ、または、 は、あなたがたの前に、くまばちを送って、あのアモリびとのふ で、モアブの王チッポルの子バラクが立って、 ヨルダンを渡って、エリコにきたが、エリコの人々はあなた 人をつかわし、ベオルの子バラムを招き、あなたがたをのろ 彼は、かえって、あなたがたを祝福した。こうしてわたし 彼らをあなたがたの前から滅ぼし去った。ヵついからしは彼らをあなたがたの手に渡して、彼らのわたしはかれ あなたがたを導き入れた。彼らはあなたがたと あなたがたの弓によってではなかった。 イスラエ ルに

ろと、真実とをもって、主に仕え、あなたがたの先祖が、川の向」と、 具をとう しゅ っか せんぞ かお かま しゅ それゆえ、いま、あなたがたは主を恐れ、まことと、まごこ ローチャー・

たしとわたしの家とは共に主に仕えます」。 も、 こう、およびエジプトで仕えた他の神々を除き去って、主に仕え しないのならば、 あなたがたの仕える者を、 または、 | 1 もしあなたがたが主に仕えることを、こころよしと いまあなたがたの住む地のアモリびとの神々では、あなたがたの先祖が、川の向こうで仕えた神々は、あなたがたの先祖が、川の向こうで仕えた神々 きょう、選びなさい。 ただし、わ

すべての国民の中でわれわれを守られたからです。「<主はましを行い、われわれの行くすべての道で守り、われわれが通ったの家から導き上り、またわれわれの目の前で、あの大いなるしるの家から導き上り、またわれわれの目の 薫 入業 からかれわれと、われわれの先祖とを、エジプトの地、みずからわれわれは決していたしません。 l t われわれの神、など、われわれは決していたしません。 l t われわれの神、など、われわれは決してい れの前から追い払われました。それゆえ、われわれも主に仕えた、この地に住んでいたアモリびとなど、すべての民を、われわ みずからわれわれと、われわれの先祖とを、エジプトの地、奴隷など、われわれは決していたしません。 エー われわれの神、主がなど、われわれは決していたしません。 エー われわれの神、主が「土を捨てて、他の神々に仕える」 主はわれわれの神だからです」。

とはできないであろう。主は聖なる神であり、ねたむ神であっましかし、ヨシュアは民に言った、「あなたがたは主に仕えるこ ろう」。三 民はヨシュアに言った、「いいえ、 あなたがたに災をくだし、 らば、あなたがたにさいわいを下されたのちにも、 あなたがたの罪、あなたがたのとがを、ゆるされないからで このもしあなたがたが主を捨てて、異なる神々に仕えるない。 言った、「いいえ、われわれは主に仕いるなたがたを滅ぼしつくされるであ ひるがえって

> の声に聞きしたがいます」。「虽こうしてヨシュアは、その日、民の声に聞きしたがいます」。「虽こうしてヨシュアに言った、「われわれの神、主に、心を傾けなさい」。「国民はを除き去り、イスラエルの神、主に、心を傾けなさい」。「国民はないきた言った、「それならば、あなたがたのうちにある、異なる神々また言った、「それならば、あなたがたのうちにある、異なる神々また言った、「それならば、あなたがたのうちにある、異なる神々の 選んで、主に仕えると言った。あなたがたみずからその証人でえます」。三そこでヨシュアは民に言った、「あなたがたは主をえます」。 るし、大きな石を取って、その所で、主の聖所にあるかしの木のめに設けた。 In ヨシュアはこれらの言葉を神の律法の書にしめに設けた。 In ヨシュアはこれらの言葉を神の律法の書にし たが自分の神を捨てることのないために、この石が、あなたがた られたすべての言葉を、聞いたからである。 この石はわれわれのあかしとなるであろう。 下にそれを立て、「モヨシュアは、すべての民に言った、「見よ、」 と契約をむすび、シケムにおいて、定めと、おきてを、彼らのたけいやく ある」。彼らは言った、「われわれは証人です」。 三ヨシュアは のあかしとなるであろう」。ニハこうしてヨシュアは民を、 それゆえ、あなたが 主がわれわれに語 おの

葬った。テムナテ・セラは、エフライムの山地で、ガアシ山のぽっぱった。 人々は彼をその嗣 業の地のうちのテムナテ・セラに死んだ、三〇人々は彼をその嗣 業の地のうちのテムナテ・セラに 北にある。 これこれらの事の後、主のしもべ、ヌンの子ヨシュアは百十歳おのその嗣業の地に帰し去らせた。

三 イスラエルはヨシュアの世にある日の間、 のために行われたもろもろのことを知っていて、 また主がイスラエ ヨシュアの

ル

た。 という きょうろう おとに生き残った長 老たちが世にある日の間、つねに主に仕えあとに生き残った長 老たちが世にある日の間、つねに主に仕え

た。

37

#### 士 師 記き

#### 第一章

と、 う」。そこでシメオンは彼と一緒に行った。四ユダが上って行く ^ ユダの人々はエルサレムを攻めて、これを取り、つるぎをもっ わたしに報いられたのだ」。人々は彼をエルサレムへ連れて下で、くずを拾ったことがあったが、神はわたしがしたように、 た。「アドニベゼクは逃げたが、彼らはそのあとを追って彼を捕 ぜクに会い、彼と戦ってカナンびととペリジびととを撃ち破っ え、その手足の親指を切り放った。セアドニベゼクは言った、「かばか」というない。 で、彼らはベゼクで一万人を撃ち破り、ヵまたベゼクでアドニベ あなたと一緒に、あなたに割り当てられた領地へ行きましょ て行って、カナンびとと戦ってください。そうすればわたしも 言った、「わたしと一緒に、わたしに割り当てられた領地へ上っ はこの国を彼の手にわたした」。ョユダはその兄弟シメオンに ましょうか」。三主は言われた、「ユダが上るべきである。 わたし つて七十人の王たちが手足の親指を切られて、わたしの食 卓の わたしたちのうち、だれが先に攻め上って、カナンびとと戦い ヨシュアが死んだ後、イスラエルの人々は主に問うて言った、 ったが、彼はそこで死んだ。 主は彼らの手にカナンびととペリジびととをわたされたのしゅ。かれ

名はキリアテ・アルバであった。
○ ユダはまずヘブロンに住んでいるカナンびとを攻めて、セシャイとアヒマンとタルマイを撃ち破った。ヘブロンのもとのシャイとアヒマンとタルマイを撃ち破った。大きな大変として、たが、「ネゲブと平地に住んでいるカナンびとと戦うために下ったが、「ネゲブと平地に住んでいるカナンびとと戦うために下ったが、「ネゲブと平地に住んでいるカナンびとと戦うために下ったが、「ないない」ではない。

こまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもこまたそこから進んでデビルの住民を攻めた。(デビルのもことなど、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地を大にすすめられたので、アクサがろばから降りると、カレブはを大にすすめられたので、アクサがろばから降りると、カレブはを大にすすめられたので、アクサがろばから降りると、カレブはを大にすすめられたので、アクサがろばから降りると、カレブはを大いであった、「あなたは何を望むのか」。「ヨアクサは彼に言った、との名はキリアテ・セペルを撃って、これを取る者には、わたしの娘アクサを妻として与えるであろう」。「ヨカレブの弟ケナズの子オテニエルがそれを取ったので、アクサがろばから降りると、カレブはを大いであった、「あなたは何を望むのか」。それでカレブは言った、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地た、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地た、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地た、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地た、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地た、「わたしに贈り物をください。あなたはわたしをネゲブの地がある。

と呼ばれた。「ヘユダはまたガザとその地域、アシケロンとそのというないとことで、アマレクびとと共に住んだ。「セそしてユダはその兄弟に、しゅろの町からアラドに近いネゲブにあるユダの野に上った、しゅろの町からアラドに近いネゲブにあるユダの野に上った、モーセのしゅうとであるケニびとの子孫はユダの人々と共になる。

ここ ヨセフの一族はまたベテルに攻め上ったが、主は彼らと共に ここ ヨセフの一族はまたベテルに攻め上ったが、上は彼らと共に こと ロール・ロール に は いっきが に いっきが こと こと ロール・ロール に いっきが こと ロール に いっきが こと ロール に いっきが こと ロール に いっきが こと ロー に いっきが こと ロール に いっきが こと ロール に いっきが こと ロール に いっきが こと ロー に いっきが こと ロール に いっと に

くなったとき、カナンびとを強制労働に服させ、彼らをことごくなったとき、カナンびとを強制労働に服させ、彼らをことではない。 ちょうと しゅうみん せいとその村里の住民、イブレアムとその村里の住民、イブレアムとその村里の住民、イブレアムとその村里の主はマナセはベテシャンとその村里の住民、タアナクとそのコモマナセはベテシャンとその地の住民、タアナクとそのコモマナセはベテシャンとを強制労働に服させ、彼らなん

とくは追い出さなかった。

んでいた。
さなかったので、カナンびとはゲゼルにおいて彼らのうちに住さなかったので、カナンびとはゲゼルにおいて彼らのうちに住ま、またエフライムはゲゼルに住んでいたカナンびとを追いた

正 アセルはアッコの住民およびシドン、アヘラブ、アクジブ、
こ フャールはアッコの住民およびシドン、アヘラブ、アクジブ、
というととベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしベテシメシの住民を追い出さなかったので、こ アルバ、アピク、レホブの住民を追い出さなかったので、こ アルバ、アピク、レホブの住民を追い出さなかったので、こ アクジブ、というなん ましゅうなん ましゅうなん まっぱい はい はべ テシメシの住民があるカナンびとのうちに住んでいた。 しかしベテシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしベテシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしベテシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしべテシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしべテシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしべテシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのた。 しかしべアシメシとベテアナテの住民は、ついに彼らのと、 ものしべテンタン はいったい アクジブ、アクジブ、アクジブ、アクジブ、アクジブ、アクジア・マルバ・ア・ファット

1

#### 第二章

山の北のテムナテ・ヘレスにある彼の領地内に葬った。10そしたまではいます。 たい のこと たいなるわざを見た人々 イスラエルのために行われたすべての大いなるわざを見た人々 イスラエルのために行われたすべての大いなるわざを見た人々 イスラエルのために行われたすべての大いなるわざを見た人々 イスラエルのために行われたすべての大いなるわざを見た人々 でははいます。 ことで はいまま では 中も 主に仕えた。ハこうして主のしもベヌンの子ヨシュ の在世 中も主に仕えた。ハこうして主のしもベヌンの子ヨシュアは百十歳で死んだ。 カンガン かれ ことが かれ りょうち はおのおの スヨシュアが民を去らせたので、イスラエルの人はおのおのスコシュアが民を去らせたので、イスラエルの「など」といるといる。10 そし

てその時代の者もまたことごとくその先祖たちのもとにあつめてその時代の者もまたことごとくその先祖たちのもとにあつめてその時代の者もまたことごとくその先祖たちのもとにあつめてきれた。その後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、またられた。その後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、またられた。その後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、またられた。その後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、またられた。その後ほかの時代が起ったが、これは主を知らず、またられた。こかった。これにひざまずいて、主の怒りをひき起した。こまなわない。これにひざまずいて、主の怒りをひき起した。こまなわない。これにひざまずいて、主の怒りをひき起した。こまなわない。というないがない。というないというないがない。これは主がいて、彼らは再びその敵に立ち向かうことができなかった。こまないらがどこへ行っても、主の手は彼らに災をした。これは主がからがどこへ行っても、主の手は彼らに災をした。これは主がからがどこへ行っても、主の手は彼らに災をした。これは主がからがどこへ行っても、主の手は彼らに災をした。これは主がからがどこへ行っても、主の手は彼らに災をした。これは主がからがどこへ行っても、主の手は彼らに災をした。これは主がからがどこへ行っても、主の様に対して、彼らはひどく悩着がで、彼らはかどく悩着がで、彼らは中で、彼らはかどくでにないというにはいる。

大名の時、上はさばきづかさを起して、彼らをかすめ奪う者のゆえばといった。これは彼らが自分をしえたげ悩ました者のゆえばという。これは彼らが自分をしえたげ悩ました者のゆえばという。これにはきづかさを起されたとき、そのさばきづかさにもがまずき、先祖たちが主の命令に従って歩んだ道を、いちはひざまずき、先祖たちが主の命令に従って歩んだ道を、いちはひざまずき、先祖たちが主の命令に従って歩んだ道を、いちはひざまずき、先祖たちが主の命令に従って歩んだ道を、いちははなばきづかさを起されたとき、そのさばきづかさのためにさばきづかさを起されたとき、そのさばきづかさのたがは、まにない。これは彼らが自分をしえたげ悩ました者のゆえれて、彼らをかすめ奪う者のこれその時、上はさばきづかさを起して、彼らをかすめ奪う者のよった。これは彼らが自分をしえたげ悩ました者のゆえば、その時、上はさばきづかさを起して、彼らをかすめ奪う者のは、その時、上はさばきづかさを起して、彼らをかすめ奪う者のは、その時、上はさばきづかさを起して、彼らをかすめ奪う者のゆえば、その時、上はさばきづかさを起して、彼らをかすめない。

んだ。

に、うめき悲しんだので、主が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、主が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、主が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、主が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、主が彼らの前から追い払わないである。ここのたがないゆえ、この後、彼らの前から追い払わないである。ここのたがないゆえ、この後、彼らの前から追い払わないである。ここのたがないゆえ、この後、彼らの前から追い払わないである。ここのたがないかって先祖たちに命じた契約を犯し、わたしていたがしておいた国民を、この後、彼らの前から追い払わないである。ここれはイスラエルが、先祖たちの前がの命令に従わないゆえ、この後、彼らの前から追い払わないである。ここれはイスラエルが、先祖たちの前がら追い払わないである。ここれはイスラエルが、先祖たちの守ったように主の道を守ってそれに歩むかどうかをわたしが試みるためである」。ここれはイスラエルが、先祖たちの守ったように主の道を守ってそれに歩むかどうかをわたしが試みるためである。に、うめき悲しんだので、主が彼らをあわれまれたからである。に、うめき悲しんだので、主が彼らをあわれまれたからである。

#### 第三章

でを占めていたヒビびとなどであって、四これらをもってイスであるために、主が残しておかれた国民は次のとおりである。これはただイスラエルの代々の子孫、特にまだ戦争を知らないがとの五人の君たちと、すべてのカナンびとと、シドンびとおよびとの五人の君たちと、すべてのカナンびとと、シドンびとおよいものに、主が残しておかれた国民は次のとおりである。これはただイスラエルの代々の子孫、特にまだ戦争を知らないイスラエルの人々による。

に仕えた。 しょう とがモーセによって先祖たちに命じられた命令 ラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令 ラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令 ラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令 ラエルを試み、主がモーセによって先祖たちに命じられた命令 ラエルを言み、しかるにに (社えた)

たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムの手に売りわたされたので、イスラエルの人々が表して彼らをメソポタミヤの王クシャン・リシャタイムの手に売りわたされたので、イスラエルの人々は八年の間、クシャン・リシャタイムに仕えた。1 とりの救助者を起して彼らをメソポタミヤの王クシャンブの弟、ケナズの子オテニエルである。1 全はイスラエルの人々のために、ひとりの救助者を起して彼らを救われた。すなわちカレブの弟、ケナズの子オテニエルである。1 全はイスラエルの人々のために、ひとりの救助者を起して彼らを救われた。すなわちカレブの弟、ケナズの子オテニエルである。1 宝はメソポタミヤの王クシャン・リシャタイムをその手にわたされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たされたので、オテニエルの手はクシャン・リシャタイムに勝たさいでは、オテニエルの手はカーは、大きないたが、カースを表している。

ンを強めて、イスラエルに敵対させられた。ニュエグロンはアンち彼らが主の前に悪をおこなったので、主はモアブの王エグロニュイスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなった。すなわニュイスラエルのしません。

間 モアブの王エグロンに仕えた。
『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『』』』』』。』。 『『『『『』』』。 『『『『』』。 『『『』』。 『『『』』。 『『『』』。 『『『』』。 『『 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』。 『』』

いて見ると、王は床にたおれて死んでいた。

「田 彼が出た後、王のしもべどもがきて、高殿の戸に錠のおろさ」の状が、まずなお高敷の戸を開かないので、心配してかぎをとって開が、まがなお高敷の戸を開かないので、心配してかぎをとっておれるのだ」と思った。「玉 しもべどもは長いあいだ待っていたられるのを見て、「王はきっと涼み殿のへやで足をおおっておれてあるのを見て、「王はきっと涼み殿のへやで足をおおっておれてが出た後、王のしもべどもがきて、高殿の戸に錠のおろさられば、「田 のちょう

これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、のがれて石像のある所を過ぎ、セイラに逃げていった。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、のがれた。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、彼らにった。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、彼らはエホデに従って下がたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下がたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下がたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下がたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下がたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下がたの手にわたされます」。そこで彼らはエホデに従って下がたの手にかった。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、のがれて石像のある所を過ぎ、セイラに逃げていった。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、のがれて石像のある所を過ぎ、セイラに逃げていった。これはいずれも肥え太った勇士であって、ひとりも、のがれた石像のある所を過ぎ、セイラに逃げていった。これはいずれも肥え太った男士であった。

数つと。 てペリシテびと六百人を殺した。この人もまたイスラエルをこれのうとのできない。 エホデの後、アナテの子シャムガルが起り、牛のむちをもっ

シセラとその戦車と軍隊とをキション川に引き寄せて、あなたい、行って、タボル山に陣をしけ。もわたしはヤビンの軍勢の長ませんか、『ナフタリの部族とゼブルンの部族から一万人を率ませんか、『ナフタリのが、主はあなたに、こう命じられるではありた、「イスラエルの神、主はあなたに、こう命じられるではありた。、ナフタリのケデシからアビノアムの子バラクを招いて言って、ナフタリのケデシからアビノアムの子バラクを招いて言った。大フタリのケデシからアビノアムの子バラクを招いて言った。大フタリのケデシからアビノアムの子バラクを招いて言って、さばきをうけた。、デボラは人をつかわし 四そのころラピドテの妻、女 預言者デボラがイスラエで、イスラエルの人々は主に向かって呼ばわった。 こなったので、三主は、ハゾルで世を治めていたカナンの「エホデが死んだ後、イスラエルの人々がまた主の前に 彼女に言った、「あなたがもし一緒に行ってくだされば、タ゚ロンル いった、「あなたがもし」のこれであろう』」。^バに出あわせ、彼をあなたの手にわたすであろう』」。^バ るデボラのしゅろの木の下に座し、イスラエルの人々は彼女のいていた。π 彼女はエフライムの山地のラマとベテルの間にあいていた。π 沈らじょ あなたは今行く道では誉を得ないでしょう。 ヵデボラは言った、「必ずあなたと一緒に行きます。 彼をあなたの手にわたすであろう』」。^バラクは しかし、一緒に行ってくださらないならば、 主はシセラを女 のにき悪る ルをさば 、行きま わたし しか をお

呼び集め、 でも遠く行って天幕を張っていた。 るケニびとから分れて、ケデシに近いザアナイムの ケデシに行った。一〇バラクはゼブルンとナフタリをケデシに 手にわたされるからです」。デボラは立ってバラクと一 時にケニびとヘベルはモーセのしゅうとホバブの子孫であ 一万人を従えて上った。デボラも彼と共に上った。 かしの

\_

ラを迎え、 り、徒歩で逃げ去った。「ボバラクは戦車と軍勢とを追撃してハとくバラクの前に撃ち敗られたので、シセラは戦車から飛びおとくバラクの前に撃ち敗られたので、シセラは戦車から飛びお 主はつるぎをもってシセラとすべての戦車および軍勢をことごか」。そこでバラクは一万人を従えてタボル山から下った。「五か」。そこでバラクは一万人を従えてタボル山から下った。「五 れる日です。主はあなたに先立って出られるではありません立ちあがりなさい。きょうは主がシセラをあなたの手にわたさキション川に呼び集めた。「罒デボラはバラクに言った、「さあ、キションカサロ゚ーム゙ ロッド は互にむつまじかったからである。「ヘヤエルは出てきルの天幕に行った。ハゾルの王ヤビンとケニびとヘベル にたおれて、残ったものはひとりもなかった。 セテ・ゴイムまで行った。シセラの軍勢はことで しかしシセラは徒歩で逃げ去って、 彼に言った、「おはいりください。 「ハヤエルは出てきてシセ ケニびとへべ シセラは戦車から飛びお 主は、 ル 0) の家と 妻<sup>っ</sup> ヤ

— 七

口

ています。 ではまない。 かまないので、ヤエルは毛布をもって彼をおおった。 元 シセラはヤエルに言った、「どうぞ、わたしに水を少し飲ませてください。のどがかわきましたから」。ヤエルは乳の皮袋を開いて彼に飲ませ、また彼をおおった。 こうせつはヤエルに言った、「どうぞ、わたしに水を少し飲ませていて彼に飲ませ、また彼をおおった。 こうせうはまたヤエルに言った、「天幕の入口に立っていてください。 もし人がきて、あなたに『だれか、ここにおりますか』と問うならば『おりません』と答えてください」。 こ しかし彼が疲れて熟・睡したとき、ヘベルの妻ヤエルは天幕の入口に立っていてください。 もし人がきて、あなたに『だれか、ここにおりますか』と問うならば『おりません』と答えてください」。 こ しかし彼が疲れて熟・睡したとき、ヤエルは彼った。 こ バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼った。 こ バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼ったががんだ。 こ バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼ったががんだ。 こ バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼ったがんだ。 こ バラクがシセラを追ってきたとき、ヤエルは彼ったが、 はいかみにくぎを打たれて倒れて死んでいた。 ははかれて変もいのかみにくぎを打たれて倒れて死んでいた。 ははかれて変もいかのになった。 ははかけいた。 はがいまりになった。 はがいまりによって、ついにカナンのまず、からにないが、 でいまが、 でい

#### 第五章

こその日デボラとアビノアムの子バラクは歌って言った。

雲は水をしたたらせた。 地は震い、天はしたたり、 エドムの地から進まれたとき、 こ「イスラエルの指導者たちは先に立ち、 四主よ、あなたがセイルを出、 わたしはイスラエルの神、主をほめたたえよう。 三もろもろの王よ聞け、 民は喜び勇んで進み出た。 シナイの主、すなわちイスラエル д もろもろの山は主の前に揺り動 \*\*\* しゅ \*\*\* ゅ うご わたしは主に向かって歌おう、 もろもろの君よ、耳を傾けよ。 主をさんびせよ が 神、 神、 主ゅ の 前ぇ 門に揺り動

かれらは絶え果てたが、 スナテの子シャムガルのとき、 ステナテの子シャムガルのとき、 ステナテの子シャムガルのとき、 ステナテの子シャムガルのとき、 スナテの子シャムガルのとき、 スナテの子シャムガルのとき、

た。

デボラよ、ついにあなたは立ちあ

世み出たイスラエルのつかさたちと共にある。 盾あるいは槍の見られたことがあったか。 兄弟ベニヤミンはあなたの民のうちにある。 I型彼らはエフライムから出て谷に進み、 主の民は勇士のように下って行った。
ここその時、残った者は尊い者のように下って行き、 立てよ、バラク、とりこを捕えよ、 起きよ、起きよ、歌をうたえ。 三起きよ、起きよ、デボラ。 その時、 イスラエルの農民の救を唱えている。 かれらはそこで主の救を唱え、 二楽人の調べは水くむ所に聞える。 および道を歩むものよ、共に歌え。 毛氈の上にすわるもの、 10茶色のろばに乗るもの、 主をさんびせよ。 マキルからはつかさたちが下って行き、 アビノアムの子よ。 イスラエルの四万人のうちに、 主の民は門に下って行った。

戦いは門に及んだ。

羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。 その波止場のかたわらにとどまっていた。アセルは浜べに座し、 激しく流れる川、キションの川。 三 キションの川は彼らを押し流した、 彼らは一片の銀をも獲なかった。 その時カナンの王たちは、 野の高い所におるナフタリもまたそうであった。 直ちにそのあとについて谷に突進した。 その軌道をはなれてシセラと戦った。 このもろもろの星は天より戦い、 メギドの水のほとりのタアナクで戦った。 なぜ、ダンは常のかたわらにとどまったか。 ルベンの氏族は大いに思案した。 「、なぜ、あなたは、おりの間にとどまって、 ゼブルンからは指揮を執るものが下って行った。 元もろもろの王たちはきて戦った。 | <ゼブルンは命をすてて、死を恐れぬ民である。 エセギレアデはヨルダンの向こうにとどまっていた。 しかしルベンの氏族は大いに思案した。 イッサカルはバラクと同じく、 |mイッサカルの君たちはデボラと共におり

激しくその民をのろえ、 というというというというというである。 主を助けて勇士を攻めなかったからである。 主を助けて勇士を攻めなかったからである。 主を助けて勇士を攻めなかったからである。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 大幕に住むなのうち最も恵まれた者である。 これヤエルはくぎに手をかけ、 本ぎて おも つち かった。 ものともとにかがんで倒れ、 そのかがんだ所に倒れて死んだ。 そのかがんだ所に倒れて死んだ。 というととこかがんで倒れ、 そのともとにかがんで倒れて死んだ。 といると、やエルがんで倒れ、 そのようともとにかがんで倒れ、 そのようしまとなから叫んで言った、 格子窓から叫んで言った。

三三主の使は言った、『メロズをのろえ、馬のひずめは地を踏みならした。三三その時、軍馬ははせ駆けり、ショックがはかを踏みならした。

#### 第六章

に造った。ヨイスラエルびとが種をまいた時には、いつもミデアとのゆえに、山にある岩屋と、ほら穴と要害とを自分たちのためとの手はイスラエルに勝った。イスラエルの人々はミデアンび彼らを七年の間。ミデアンびとの手にわたされた。ニミデアンび彼らを七年の間。ミデアンびとの手にわたされた。ニミデアンびイスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は「イスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は「イスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は「

た。 べき物を残さず、羊も牛もろばも残さなかった。ヸ彼らが家畜からく 荒してガザの附近にまで及び、イスラエルのうちに命をつなぐ。 びとを襲い、四イスラエルびとに向かって陣を取り、 ンびとのために非常に衰え、イスラエルの人々は主に呼ばわっめにはいってきたのであった。ギこうしてイスラエルはミデア すなわち彼らとそのらくだは無数であって、彼らは国を荒すた と天幕を携えて、いなごのように多く上ってきたからである。 アマレクびとおよび東方の民が上ってきてイスラエ 地の産物を ル

に

彼らを追い払って、その国をあなこがここまである。たがたをしえたげる者の手から救い出し、あなたがたの前からたがたをしえたげる者の手から救い出し、あなたがたの前から、してくり目まよひすべてあな 奴隷の家から携え出し、ヵエジプトびとの手およびすべてあなどれい。いえ、「たずさ」だはかつてあなたがたをエジプトから導き上り、あなたがたを 彼らに言われた、「イスラエルの神、主はこう言われる、『わたしな とき、<主はひとりの預言者をイスラエルの人々につかわして セイスラエ あるテレビンの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミ デアンびとの目を避けるために酒ぶねの中で麦を打ってい こ さて主の使がきて、アビエゼルびとヨアシに属するオフラに たがたが住んでいる国のアモリびとの神々を恐れてはならな なたがたに言った、「わたしはあなたがたの神、 しかし、あなたがたはわたし ルの人々がミデアンびとのゆえに、主に呼ばわった の言葉に従わなかった』。 主である。 あな た

\*ク゚・・,っ・・・ドっこ、ミデアンびとの手からイスラエルを救い出た」。|四主はふり向いて彼に言われた、「あなたはこのあなたのだ」によるテース われた、 主はわたしたちを捨てて、ミデアンびとの手にわたされましきげたそのすべての不思議なみわざはどこにありますか。今、『サージプトから導き上られたではないか』といって、わたしたちにエジプトから導き上 どうぞ、わたしが供え物を携えてあなたのもとにもどってきて、 あなたと共におるから、ひとりを撃つようにミデアンびとを撃で最も小さいものです」。「<主は言われた、「しかし、わたしが で最も小さいものです」。「<主は言われた、「しかし、 ちで最も弱いものです。 вギデオンは主に言った、「ああ主よ、わたしはどうしてイスラ ちに臨んだのでしょう。わたしたちの先祖が『主はわれわれを『を したちと共におられるならば、どうしてこれらの事がわたした が、三主の使は彼に現れて言った、「大勇士よ、主はあなたと共い。」 あなたの前に供えるまで、ここを去らないでください」。 しと語るのがあなたであるというしるしを見せてください。「ヘ たしがもしあなたの前に恵みを得ていますならば、どうぞ、わた つことができるでしょう」。「モギデオンはまた主に言った、「わ エルを救うことができましょうか。 しなさい。わたしがあなたをつかわすのではありませんか」。-「れそこでギデオンは自分の家に行って、やぎの子を整え、 おられます」。「ミギデオンは言った、「ああ、 「わたしはあなたがもどって来るまで待ちましょう」。 わたしはまたわたしの父の家族のうち わたしの氏族はマナセのう 君<sup>き</sup> よ、 主がわた

出して、肉と種入れぬパンに触れると、旨かってばたこうです。たれていると主の使が手にもっていたつえの先をのようにした。三すると主の使が手にもっていたつえの先をいまった。 四そこでギデオンは主のために祭壇をそこに築いて、それを「主 て、 言われた、「安心せよ、恐れるな。あなたは死ぬことはない」。こ を供えた。この神の使は彼に言った、「肉と種入れぬパンをとった。」のなった。これでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのできない。 は平安」と名づけた。これは今日までアビエゼルびとのオフラ わたしは顔をあわせて主の使を見たのですから」。 == 主は彼に とをさとって言った、「ああ主なる神よ、どうなることでしょう。 て見えなくなった。三 ギデオンはその人が主の使であったこ て、この岩の上に置き、それにあつものを注ぎなさい」。 ぼに盛り、テレビンの木の下におる彼のもとに持ってきて、 肉と種入れぬパンとを焼きつくした。そして主の使は去って、肉と種入れぬパンに触れると、岩から火が燃えあがって、肉と種入れぬパンに触れると、岩から火が燃えあがっ で種入れ れぬパンをつくり、肉をかごに入れ、あつもの 彼はそ をつ

および町の人々を恐れたので、昼それを行うことができず、夜それよび町の人々を恐れたので、昼それを行うことができず、夜それまで、中では、このとりでの頃に、石を並べて祭壇を築なたの神、上のために、このとりでの頃に、石を並べて祭壇を築なたの神、上のために、このとりでの頃に、石を並べて祭壇を築なたの神、上のために、このとりでの頃に、石を並べて祭壇を築なたの神、上のために、このとりでの頃に、石を並べて祭壇を築なたの神、上のために、このとりでの頃に、石を並べて祭壇を築なたの雄牛とを取り、あなたが切り倒したアシラの木をもってき、第二の雄牛を取り、あなたが切り倒したアシラの木をもっているバアルの祭壇を発言されたとおりにおこなった。ただし彼は父の家族のもの、はい言われたとおりにおこなった。ただし彼は父の家族のもの、はい言われたとおりにおこなった。

言いた、「あなたのむすこを引き出して殺しなさい。彼はバアル言った、「あなたのむすこを引き出して殺しなさい。 彼はバアルシの子ギデオンのしわざだ」と言った。 mo 町の人々はヨアシにうの子ギデオンのしわざか」と言って問い尋ねたすえ、「これはヨア「これはだれのしわざか」と言って問い尋ねたすえ、「これはヨア 上に、第二の雄牛がささげられてあった。これそこで彼らは互にれ、そのかたわらのアシラ像は切り倒され、新たに築いた祭壇のれ びとは集まって彼に従った。三五次に彼があ 時にミデアンびと、アマレクびとおよび東方の民がみな集まっきです」と言ったので、ギデオンはエルバアルと呼ばれた。III に言い争う者は、あすの朝までに殺されるでしょう。バアルがか。あるいは彼を弁護しようとなさるのですか。バアルのためての者に言った、「あなたがたはバアルのために言い争うのです こへ町の人々が朝早く起きて見ると、バアルの祭壇は打ちこわまり、ひとびと、あざはや、お、み、この人の名はない。 使者をつかわしたので、 がギデオンに臨み、ギデオンがラッパを吹いたので、アビエゼ てヨルダン川を渡り、エズレルの谷に陣を取ったが、三四 打ちこわされたのだから、バアルみずからその人と言い争うべみずから言い争うべきです」。゠゠そこでその日、「自分の祭壇が もし神であるならば、自分の祭壇が打ちこわされたのだから、彼れかな たのです」。 三 しかしヨアシは自分に向かって立っているすべ の祭壇を打ちこわしそのかたわらにあったアシラ像を切り倒し れを行った。 彼がまたアセル、ゼブルンおよびナフタリに使者をつか から言い争うべきです」。三そこでその日、「自分の祭壇がい。」。 マナセびともまた集まって彼に従れています。 まねくマナセに 主の霊 つ

ま、ギデオンは神に言った、「あなたがかつて言われたように、わたしの手によってイスラエルを救おうとされるならば、三もわたたしの手によってイスラエルを救おうとされるならば、三もわたたりの手によってイスラエルを救いになることを知るでしてください。これによってわたしは、あなたがかつて言われたように、わたしの手によってイスラエルをお救いになることを知るでしよう」。これによってわたしは、あなたがかつて言われたように、わたしの手によってイスラエルをお救いになることを知るでしょう」。これによってわたしは、あなたがかつて言われたように、わたしの手によってからいは、高にであると、様に満ちるほどの水が出た。三元ギデオンは神に言った、「わたしをお怒りにならないように願います。わたしにもう一度だけ言わせてください。どうぞ、もう一度だけをかわかして、地にはことごとく露があるようにしてください」。四〇神はその夜、そうされた。すなわち羊の毛だけかわいて、地にはすべて露があった。

#### 第七章

水ぎわに下りなさい。わたしはそこで、あなたのために彼らを摯 百人を留めおき、残りのイスラエルびとの手から、つぼとラッパりの民はおのおのその家に帰らせなさい」。^そこで彼はかの三 を導いて水ぎわに下ると、主は彼に言われた、「すべて犬のなめをきっている。それも行ってはならない」。まそこでギデオンが民と言う者は、だれも行ってはならない」。ま 試みよう。わたしがあなたに告げて『この人はあなたと共に行 四主はまたギデオンに言われた、「民はまだ多い。彼らを導いています。 さい」。こうしてギデオンは彼らを試みたので、民のうち帰った デオンに言われた、「わたしは水をなめた三百人の者をもって、 い」。<そして手を口にあてて水をなめた者の数は三百人であっい。またすべてひざを折り、かがんで水を飲む者もそうしなさい。 くべきだ』と言う者は、あなたと共に行くべきである。 者は二万二千人あり、残った者は一万人であった。 の耳に触れ示して、『だれでも恐れおののく者は帰れ』と言いない。 ニ主はギデオンに言われた、「あなたと共におる民はあまりに」 あ るように舌をもって水をなめる者はそれを別にしておきなさ しがあなたに告げて『この人はあなたと共に行ってはならない』 なたがたを救い、ミデアンびとをあなたの手にわたそう。残 残りの民はみなひざを折り、かがんで水を飲んだ。ょ主はギ ゆえにわたしは彼らの手にミデアンびとをわたさない。 またわた

彼は三百人を三組に分け、手に手にラッパと、からつぼとを取らばミデアンの軍勢をあなたがたの手にわたされる」。「^そして

In ギデオンは夢の物語とその解き明かしとを聞いたの

主じで、

イスラエルの陣営に帰り、そして言った、「立てよ、

の陣は下の谷の中にあった。
を取り、民をおのおのその天幕に帰らせた。時にミデアンびとを取り、
な

れその夜、主はギデオンに言われた、「立てよ、下っていって敵陣に攻め入れ。わたしはそれをあなたの手にわたす。」○もしあなたが下って行くことを恐れるならば、あなたのしもベプラと共に敵陣に下っていって、二 彼らの言うところを聞け。そうすればあなたの手が強くなって、敵陣に攻め下ることができるでたちの前哨地点に行ってみると、三ミデアンびと、アマレクびとおよびすべての東方の民はいなごのように数多く谷に沿ってよりった。こ三ギデオンがしもベプラと共に下って、敵陣にある兵隊たちの前哨地点に行ってみると、三ミデアンびと、アマレクびとおよびすべての東方の民はいなごのように数多く谷に沿ってより、ギーンがきに行ってみると、三ミデアンびと、アマレクびとおよびすべての東方の民はいなごのように数多く谷に沿ってかった。三ギデオンがそこへ行ったとき、ある人がその仲間に夢を語っていた。その人は言った、「わたしは夢を見た。大麦のかった。三ギデオンがそこへ行ったとも、ある人がその仲間に夢を持た。その人は言った、「わたしは夢を見た。大麦のかった。」「モギデオンがそこへ行ったとき、ある人がその仲間にからた。」「ロ仲間にからない」、「ログルをでは、「では、「ログルをでは、「では、「ログルをでは、こ」、「ログルをでは、「でいるが、こ」、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、「ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、「ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、「ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをいるのでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをでは、ログルをいるいのでは、ログルをいるいのでは、ログルをいるいのでは、ログルをいるいのでは、ログルをいるいのでは、ログルをいるい

は、つぼの中にたいまつをともさせ、「も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」も彼らに言った。「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」もならに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」もならに言った、「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」もならに言った。「わたしせ、つぼの中にたいまつをともさせ、」もならに言った。「わたしま」

「元こうしてギデオンと、彼と共にいた百人の者が、サー東の間のはずれに行ってみると、ちょうど番兵を交代した時でに敵陣のはずれに行ってみると、ちょうど番兵を交代した時でに敵陣のはずれに行ってみると、ちょうど番兵を交代した時でた。このすなわち三組の者がラッパを吹き、つぼを打ち砕き、でき、「主のためのつるぎ、ギデオンのためのつるぎ」と叫んだので、でき、「主のためのつるぎ、ギデオンのためのつるぎ」と叫んだので、でき、「主のためのつるぎ、ギデオンのためのつるぎ」と叫んだので、ここではないと、主は敵軍をしてみな互に同志打ちさせられたラッパを吹くと、主は敵軍をしてみな互に同志打ちさせられたので、敵軍はゼレラの方、ベテシッタおよびアベルメホラの境、ので、敵軍はゼレラの方、ベテシッタおよびアベルメホラの境、ので、敵軍はゼレラの方、ベテシッタおよびアベルメホラの境、ので、敵軍はゼレラの方、ベテシッタおよびアベルメホラの境、ので、敵軍はゼレラの方、ベテシッタおよびアベルメホラの境、アセルおよび全マナセから集まってきて、ミデアンびとをらない。

を取り、またヨルダンをも取れ」と言わせた。そこでエフライム「下ってきて、ミデアンびとを攻め、ベタバラに至るまでの流れ「四 ギデオンは使者をあまねくエフライムの山地につかわし、1四 ギデオンは使者をあまねくエフライムの山地につかわし、

りの君オレブとゼエブを捕え、オレブをオレブ岩のほとりで殺 びとを追撃し、オレブとゼエブの首を携えてヨルダンの向こう またヨルダンをも取った。 ニョ彼らはまたミデアンびとのふた の人々はみな集まってきて、ベタバラに至るまでの流れを取り、 のギデオンのもとへ行った。 ゼエブをゼエブの酒ぶねのほとりで殺した。またミデアン

#### 第八章

集めた取り残りのぶどうはアビエゼルの収穫したぶどうにもかたのした事と比べものになりましょうか。エフライムの拾いがたのした事と比べものになりましょうか。エフライムの拾い うしてそういうことをされたのですか」と言って激しく彼を責とと戦うために行かれたとき、われわれを呼ばれなかったが、ど これを渡り、 - エフライムの人々はギデオンに向かい「あなたが、ミデアンび がこの言葉を述べると、彼らの憤りは解けた。 あなたがたのした事と比べものになりましょうか」。ギデオン めた。゠ギデオンは彼らに言った、「今わたしのした事は、あなた に言った、「どうぞわたしに従っている民にパンを与えてくだ をあなたがたの手にわたされました。わたしのなし得た事は、 まさるではありませんか。Ξ 神はミデアンの君オレブとゼエブ ギデオンは自分に従っていた三百人と共にヨルダンに行って 疲れながらもなお追撃したが、π 彼はスコテの人々 できょう

> 軍の油断しているところを撃った。こせバとザルムンナは逃れ、 ゆだん ゆだん ところを撃った。こ ギデオンはノバとヨグベハの東の隊 商の道を上って、敵 でき げたが、ギデオンは追撃して、ミデアンのふたりの王ゼバとザル もので、戦死した者は、つるぎを帯びているものが十二万人あっ カルコルにいた。これは皆、東方の民の全軍のうち生き残った。 □ さてゼバとザルムンナは軍勢おおよそ一万五千人を率いて、 たとき、このやぐらを打ちこわすであろう」。 の人々に述べると、彼らもスコテの人々が答えたように答えたいという。 の人々が答えたように答えたしてギデオンはそこからペヌエルに上り、同じことをペヌエル ばらと、おどろをもって、あなたがたの肉を打つであろう」。^そ しの手にゼバとザルムンナをわたされるとき、わたしは野の ならないのですか」。セギデオンは言った、「それならば主がわた のですか。われわれはどうしてあなたの軍勢にパンを与えねば 言った、「ゼバとザルムンナは、すでにあなたの手のうちにあるルムンナを追撃しているのですから」。\*スコテのつかさたちは さい。彼らが疲れているのに、 ムンナを捕え、その軍勢をことごとく撃ち敗った。 ので、πペヌエルの人々に言った、「わたしが安らかに帰ってき わたしはミデアンの王ゼバとザ

はスコテのつかさたち及び長老たち七十七人の名をギデオンはスコテのつかさたち及び長老たち七十七人の名をギデオン から帰り、四スコテの若者ひとりを捕えて、尋ねたところ、彼れ I= こうしてヨアシの子ギデオンはヘレスの坂をとおって戦 

0)

も孫も から」。ギデオンは立ちあがってゼバとザルムンナを殺し、彼ら 三 そこでゼバとザルムンナは言った、「あなた自身が立って、わ の若者はなお年が若かったので、恐れてつるぎを抜かなかった。 て長子エテルに言った、「立って、彼らを殺しなさい」。 しかしそ いたならば、 デオンは言った、「彼らはわたしの兄弟、わたしの母の子たち がタボルで殺したのは、どんな人々であったか」。 の手からわれわれを救われたのですから、あなたも、 三 イスラエルの人々はギデオンに言った、「あなたはミデアン のらくだの首に掛けてあった月形の飾りを取った。 たしたちを撃ってください。 人によってそれぞれ力も違います -^ そしてギデオンはゼバとザルムンナに言った、「あなたがた 「彼らはあなたに似てみな王子のように見えました」。」ヵギ 主は生きておられる。もしあなたがたが彼らを生かしてお うわれわれを治めてください」。 [m] ギデオンは彼らに言っていれわれを治めてください」。 [m] ギデオンは彼らに言ってすから、あなたも、あなたの子 わたしはあなたがたを殺さないのだが」。 io そし 彼らは答え

彼らは答えた、「わたしどもは喜んでそれをさしあげます」。それがとであったゆえに、金の耳輪を持っていたからである。これ耳輪をめいめいわたしにください」。ミデアンびとはイシマエ耳輪をめいめいわたしにください」。ミデアンびとはイシマエあなたがたに一つの願いがあります。あなたがたのぶんどったあなたがたに一つの願いがあります。 オンは多くの妻をもっていたので、自分の子供だけで七十人にカヨアシの子エルバアルは行って自分の家に住んだ。三〇ギデ 国はギデオンの世にあるうち、四十年のあいだ太平であった。征服されて、再びその頭をあげることができなかった。そしてなった。こへこのようにしてミデアンはイスラエルの人々になった。こへこのようにしてミデアンはイスラエルの人々に 姦淫をおこなった。それはギデオンとその家にとって、わなとれを自分の町オフラに置いた。イスラエルは皆それを慕ってれ ンの王たちの着た紫の衣およびらくだの首に掛けた首飾りなどとする。『『からなき』である。「ます」では、「からなかです」であっている。ほかに月形の飾りと耳飾りと、ミデアとなる。 に達して死に、アビエゼルびとのオフラにある父ヨアシの墓 だので、アビメレクと名づけた。゠゠ヨアシの子ギデオンは高 もあった。これギデオンはそれをもって一つのエポデを作り、 た。ニト、こうしてギデオンが求めて得た金の耳輪の重さは一千 を治められます」。「『ギデオンはまた彼らに言った、「わたしは して衣をひろげ、めいめいぶんどった耳輪をその中に投げ入れいる。 たしの子もあなたがたを治めてはなりません。 た、「わたしはあなたがたを治めることはいたしません。 主があなたがた そして 人々に また そ

葬られた。

正三 ギデオンが死ぬと、イスラエルの人々はまたバアルを慕ったいこれと姦淫を行い、バアル・ベリテを自分たちの敵の手から自分たちを救われた彼らの神、主を覚えず、三五またエルバアル自分たちを救われた彼らの神、主を覚えず、三五またエルバアル自分たちを救われた彼らの神、主を覚えず、三五またエルバアルはぶん。これと姦淫を行い、バアル・ベリテを自分たちの敵の手からいぶん。これと姦淫を行い、バアル・ベリテを自分たちの敵の手からいぶん。これと姦淫を行い、バアル・ベリテを自分たちの敵の手からいぶん。これとなどというによっている。これとなどというによっている。これとなどというによっている。これとなどというによっている。これとない。これとは、アルを慕っている。これとは、アルを慕っには、おいている。これとは、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを表ったが、アルを慕っには、アルを慕っには、アルを表しなかった。

### 第九章

こさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行き、母の身内のこさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行き、母の身内のこさてエルバアルの子アビメレクはシケムに行き、かれてのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにある父の家に行って、エルバアルの子で、自分の兄弟であると、からでは、からといりであなたがたを治めるのと、どちらがよいか。わたしがあなたがたの骨肉であることを覚えてください』と」。三そこで母の多方ものと、かれての人々の耳に告げると、彼らは心をアビメレクに傾け、「彼はわれわれの兄弟だ」と言って、アビメレクはそれの宮から銀七十シケルを取って彼に与えた。アビメレクはそれの宮から銀七十シケルを取って彼に与えた。アビメレクはそれをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにをもって、やくざのならず者を雇って自分に従わせ、エオフラにある父の家に行って、エルバアルの子で、自分の兄弟である七

て王とした。 
て王とした。 
て王とした。 
で王とした。 
で王と、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョー人を、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョー人を、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョー人を、一つの石の上で設した。ただしエルバアルの末の子ョーである。

に難を避けなさい。そうしなければ、いばらから火が出てレバがたが真実にわたしを立てて王にするならば、きてわたしの陰がたが真実にわたしを立てて王にするならば、きてわたしの陰なってください』。「ぁいばらはもろもろの木に言った、『あなた ノンの香柏を焼きつくすでしょう』。

ムは走って逃げ去り、ベエルに行き、兄 弟アビメレクの顔をさ火が出てアビメレクを焼きつくすでしょう」。 ニ こうしてヨタ 者であるゆえに立てて、シケムの人々の王にしました。「ヵあなおの上で殺し、その腰元の子アビメレクをあなたがたの身内のい」。ダラードードードードードードードードードードードードート なさい。 敬意をもってしたものであるならば、アビメレクのために喜びたがたが、きょう、エルバアルとその家になされたことが真実と きょう、わたしの父の家に反抗して起り、その子七十人を一つの しの父はあなたがたのために戦い、自分の命を投げ出して、あないの父はあなたがたのために戦い、自分の命を投げ出して、あな ベテミロとを焼きつくし、またシケムの人々とベテミロからも たがたをミデアンの手から救い出したのに、「^あなたがたは、 敬意とをもってしたものですか。あなたがたはエルバアルとそ けてそこに住んだ。 の家をよく扱い、彼のおこないに応じてしたのですか。」もわた □★あなたがたがアビメレクを立てて王にしたことは、 そうでなければ、アビメレクから火が出て、シケムの人々と 彼もまたあなたがたのために喜ぶでしょう。 このしか 真実と

レクとシケムの人々の間に悪霊をおくられたので、 神はアビ シケムの

> の七十人の子が受けた暴虐と彼らの血が、彼らを殺した兄弟ア人々はアビメレクを欺くようになった。このこれはエルバアルシュッ ビメレクの上と、彼の手を強めてその兄弟を殺させたシケムの らされた。 すべてその道を 人々は

ああ、 か。 ぶどうを取り入れ、それを踏み絞って祭をし、神の宮に行って飲 移住したが、シケムの人々は彼を信用した。これ人々は畑に出ていじゅう ひとびと かれ しんよう ひとびと はだけ でいじゅう さてエベデの子ガアルはその身内の人々と一緒にシケムに IO 町のつかさゼブルはエベデの子ガアルの言葉を聞 まえの軍勢を増して出てこい』と言うであろう」。 のなれば彼に仕えなければならないのか。エルバアルの子とそ み食いしてアビメレクをのろった。これそしてエベデの子ガア を発し、三 使者をアルマにおるアビメレクにつかわして言わ ればわたしはアビメレクをやめさせ、アビメレクに向かって『お ルは言った、「アビメレクは何ものか。シケムのわれわれは何も |役人ゼブルはシケムの先祖ハモルの一族に仕えたではないやくによ われわれはどうして彼に仕えなければならないの この民がわたしの手の下にあったらよいのだが。 7 そうす 怒り

の

騒がが た、「エベデの子ガアルとその身内の人々がシケムにきて、 せ あなたにそむかせようとしています。 三こそれであなた

う。 ガアルと、彼と共におる民は出てきて、あなたに抵抗するでしょ と、 その時あなたは機を得て、彼らを撃つことができるでしょ あなたと共におる人々が夜のうちに行って、野に身を伏せ、

たみ み なさい。民が国の中 央部からおりてきます。一組は占い師の影を人のように見るのです」。 Et ガアルは再び言った、「ごらのずらなりてきます」。ゼブルは彼に言った、「あなたは山々の頂からおりてきます」。ゼブルは彼に言った、「あなたは山々の頂からおりてきます」。ゼブルは彼に言った、「あなたは山々でまやまからなり、たみ み こうしょう かん かまやま カアルは民を見てゼブルに言った、「ごらんなさい。民が山々 スガアルは民を見てゼブルに言った、「ごらんなさい。民が山々 こうしょう 多く、門の入口にまで及んだ。四一こうしてアビメレクは引き続き、 まん こうぐら ままま まる とうぐら ままま まる とうで、ガアルは彼の前から逃げた。そして傷つき倒れる者がを率い、出てアビメレクと戦ったが、四0 アビメレクは彼を追っを やり、出てアビメレクと、 こにありますか。これはあなたが侮った民ではありませんか。 と共にいた民が身を伏せていたところから立ちあがったので、ヨ 子ガアルが出て、町の門の入口に立ったとき、アビメレクと、彼れて、またのようです。 なたがかつて『アビメレクは何ものか。われわれは何ものなれ のテレビンの木の方からきます」。 =< ゼブルは彼に言った、「あ てアルマにいたが、 出て彼らと戦いなさい」。
『れそこでガアルはシケムの人々 四組に分れ、身を伏せてシケムをうかがった。 🔄 エベデの 仕えなければならないのか』と言ったあなたの口は今どっか ゼブルはガアルとその身内の人々を追い

型三翌日、民が畑に出ると、そのことがアビメレクに聞えた。 よくどっ たみ はたけ で出してシケムにおらせなかった。 を襲って、それを殺した。四五アビメレクはその日、終日、町を行って、町の門の入口に立ち、他の二組は野にいたすべてのものこれを撃った。四四アビメレクと、彼ともにいた組の者は襲ってこれを撃った。四四アビメレクと、彼とともにいた組の者は襲って て、うかがっていると、民が町から出てきたので、たちあがって アビメレクは自分の民を率い、それを三組に分け、野に身を伏せている。

たことを見たとおりに急いでしなさい」。四ヵそこで民もまた皆せ、一緒にいた民にむかって言った、「あなたがたはわたしがし のを取って、木の木を切り落し、それを取りあげて自分の肩にののを取って、木の木を、ままままで、また、まで、またでは、アビメレクは手におをことごとく率いてザルモン山にのぼり、アビメレクは手にお 塔によせかけ、 であった。 のやぐらの人々もまたことごとく死んだ。男女おおよそ一千人に おのおのその枝を切り落し、アビメレクに従って行って、 塔に火をつけて彼らを攻めた。こうしてシケム

±○ ついでアビメレクはテベツに行き、テベツに向かって陣を張 これを攻め取ったが、五 町の中に一つの堅固なやぐら、まちなか

# 第一〇章

三彼の後にギレアデびとヤイルが起って二十二年の間 イスラエキー であった。 まった こ二十三年の間 イスラエルをさばいたが、ついシャミルに住み、三二十三年の間 イスラエルをさばいたが、ついシャミルに住み、三二十三年の間 イスラエルをさばいたが、ついらか 起ってイスラエルを救った。彼はエフライムの山地のトラが起ってイスラエルを救った。だドの子であるプワの子「アビメレクの後、イッサカルの人で、ドドの子であるプワの子

ンびとの神々、ペリシテびとの神々に仕え、主を捨ててこれに仕ずる。 
ながら、 
の大力 
の大力

スイスラエルの人々は再び主の前に悪を行い、バアルとアシタスイスラエルの人々は再び主の前には悪を行い、バアルとアシタスイスラエルの人々がユダとベニヤミンとエフライムの氏族を攻めたすべてのイスラエルの人々をしえたげ悩ました。すなわちたすべてのイスラエルの人々をしえたげ悩ました。すなわちたすべてのイスラエルの人々をしえたげ悩ました。すなわちたすべてのイスラエルの人々をしえたげ悩ました。すなわちたすべてのイスラエルびとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルびとを十八年のあいだ悩ました。カまたまべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたすべてのイスラエルがとを十八年のあいだ悩ました。カまたたず、イスラエルは非常に悩まるためにヨルダンを渡ってきたので、イスラエルは非常に悩まるためにヨルダンを渡ってきたので、イスラエルは非常に悩まされた。

たしに呼ばわったので、あなたがたを彼らの手から救い出した。 これの人々は主に呼ばわって計したいの神を捨ててバアルに仕え、あなたに罪を犯しました」。 こまはイスラエルの人々に言われた、「わたしはかしました」。 こまはイスラエルの人々に言われた、「わたしはかいました」。 これイスラエルの人々に言われた、「わたしはからました」。 これのできない出したではないか。 こまたシドンびと、アウがとおよびマオンびとがあなたがたをした。 これの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっそこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっそこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっそこでイスラエルの人々は主に呼ばわって言った、「わたしっている」。

人々に向かって戦いを始めるか。その人はギレアデのすべてのいかというないできない。というなど、いいいいいいいいいできない。これがアンモンの時、民とギレアデの君たちとは互に言った、「だれがアンモンのい。」 イスラエルの人々は集まってミヅパに陣を取った。「へそのが、イスラエルの人々は集まってミヅパに陣を取った。」 み の 時、 自分たちのうちから異なる神々を取り除いて、主に仕えた。そじぶん 四あなたがたが選んだ神々に行って呼ばわり、あなたがたの悩 こせ時にアンモンの人々は召集されてギレアデに陣を取った の人々は主に言った、「わたしたちは罪を犯しました。なんでも == しかしあなたがたはわたしを捨てて、ほかの神々に仕えた。 民のかしらとなるであろう」。 れで主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなくなった。 きょう、 あなたが良いと思われることをしてください。ただどうぞ、 わたしたちを救ってください」。「^そうして彼らは 彼らにあなたがたを救わせるがよい」。「ヨイスラエル わたしはかさねてあなたがたを救わないであろう。

だが、その妻の子供たちが成 長したとき、彼らはエフタを追いだが、そのま、こともせいちょう エフタの父はギレアデであった。ニギレアデの妻も子供を産んエフタの父はギレアデであった。ニギレアデの妻もことも したちの父の家を継ぐことはできません」。゠それでエフタはそ さてギレアデびとエフタは強い勇士であったが遊女の子で、 わた

四

長老たちは行ってエフタをトブの地から連れてこようとして、り、ェアンモンの人々がイスラエルと戦ったとき、ギレアデの そうすればわたしたちはアンモンの人々と戦うことができま わたしたちの間の証人です。 う」。 ○ ギレアデの長 老たちはエフタに言った、「主はあなたと と戦ってください。そしてわたしたちとギレアデに住んでい たのです。どうぞ、わたしたちと一緒に行って、アンモンの人々をでき んか。しかるに今あなたがたが困っている時とはいえ、わたしわたしを憎んで、わたしの父の家から追い出したではありませ す」。セエフタはギレアデの長 老たちに言った、「あなたがたは ☆エフタに言った、「きて、わたしたちの大 将になってください。 れるとおりにしましょう」。 1 そこでエフタはギレアデの長 たされるならば、わたしはあなたがたのかしらとなりましょ 帰って、アンモンの人々と戦わせるとき、主が彼らをわたしにわかえ るすべてのものとのかしらになってください」。ヵエフタはギレ たちはエフタに言った、「それでわたしたちは今、 のところに来るとはどういうわけですか」。^ ギレアデの長 老 アデの長 老たちに言った、「もしあなたがたが、わたしをつれて 日がたって後、アンモンの人々はイスラエルと戦うことになった。 わたしたちは必ずあなたの言わ あなたに帰っ

く主の前に述べた。
大いとうである。それでエフタはミヅパで、自分の言葉をことごと大いとうと、それでエフタはミヅパで、自分の言葉をことごとたらと一緒に行った。民は彼を立てて自分たちのかしらとし、たちと「緒に

とき、 た。アルノンはモアブの境だからです。エボ次にイスラエルはこうに宿営しましたがモアブの領域には、はいりませんでし 王につかわしたが、彼も承諾しなかったので、イスラエルはカップ 取りませんでした。「ベイスラエルはエジプトから上ってきた ます、『イスラエルはモアブの地も、またアンモンの人々の地もモンの人々の王につかわして、「五言わせた、「エフタはこう申し い ここかくてエフタはアンモンの人々 地とモアブの地を回り、モアブの

\*\*\* われにあなたの国を通らせてください」と言わせましたが、エド たヨルダンに及ぶわたしの国を奪い取ったからです。 がエジプトから上ってきたとき、アルノンからヤボクに及び、ま ところへ攻めてきて、わたしの国と戦おうとするのですか」。 デシにとどまりました。「<それから荒野をとおって、 してイスラエルは使者をエドムの王につかわして「どうぞ、われ アンモンの人々の王はエフタの使者に答えた、「昔、イスラエル 言った、「あなたはわたしとなんのかかわりがあって、 の王は聞きいれませんでした。また同じように人をモアブの 穏やかにそれを返しなさい」。「四エフタはまた使者をアン 荒野をとおって紅海にいたり、カデシにきました。」せそ 地の東部に達し、アル の王に使者をつかわ ルノンの向<sup>む</sup> それ わたしの ゆえ U Ξ Ť

寸里に生み、またアロエルとその村里およびアルノンの岸に沿せらずと すいたことがありますか。 14 イスラエルはヘシボンとそのたち ぱーパショのあなたは、あなたの神ケモシがあなたに取らせるもモリびとを追い払われたのに、あなたはそれを取ろうとするのこのようにイスラエリの衤 ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ たしはあなたに何も悪い事をしたこともないのに、あなどうしてその間にそれを取りもどさなかったのですか。 Ų うすべての町々に住むこと三百年になりますが、 村里に住み、またアロエルとその村里およびアルノンの岸にせるがと、 ことごとく占領し、ニアルノンからヤボクまでと、 は彼らを撃ち破って、その土地に住んでいたアモリびとの地をのすべての民をイスラエルの手にわたされたので、イスラエルの oところがシホンはイスラエルを信ぜず、その領域を通らせな かつてイスラエルと争ったことがありますか。 はモアブの王チッポルの子バラクにまさる者ですか。 れ のを取らないのですか。われわれはわれわれの神、 このようにイスラエルの神、主はその民イスラエルの前からアルダンまで、アモリびとの領 域をことごとく占 領しました。ニョルダンまで、アモリびとの領 域をことごとく占 領しました。ニョ スラエルと戦いましたが、三 イスラエルの神、 いばかりか、かえってすべての民を集めてヤハヅに陣を取り、 て、 ヘシボンの王すなわちアモリびとの王シホンに使者をつか の前から追い払われたものの土地を取るのです。これあなた われわれの目的地へ行かせてください」と言わせました。こ シホンに向かって「どうぞ、われわれにあなたの国をとお 主はシホンとそ かつて彼らと あなたがたは 、荒野からこ 主がわれわ あなたは バラクは  $\Xi$ 1

だから改めることはできないのだ」。 =< 娘は言った、「父よ、あめした。わたしを悩ますものとなった。わたしが主に誓ったのめ

衣を裂いて言った、「ああ、娘よ、あなたは全くわたしを打ちのいる。

男子も女子もなかった。

「エフタは彼女を見ると、

なんし じょし かのじょ み

# 第一二章

と大いに争ったとき、あなたがたを呼んだが、あなたがたはわとかに言った、「かつてわたしとわたしの民がアンモンの人々は彼らに言った、「かつてわたしとわたしの民がアンモンの人々ななが、「なぜあなたは進んで行ってアンモンの人々と戦いながら、われれを招いて一緒に行かせませんでしたか。われわれはあなたいます。ニエフターでは、カイを指しているという。エフタイムの人々は集まってザポンに行き、エフタに言った、「エフライムの人々は集まってザポンに行き、エフタに言った、「エフライムの人々は集まってザポンに行き、エフタに言った、「エフライムの人々は集まってザポンに行き、エフタに言った、「エフライムの人々なは集まってザポンに行き、エフタに言った、「エフライムの人々なは集まってザポンに行き、エフタに言った、「エフライムの人々などはない。

れを自分の氏族以外の者にとつがせ、むすこたちのためには彼に三十人のむすこがあった。また三十人の娘があったが、ホネ゙

むすこたちのためには三

そ

九

の後にベツレヘムのイブザンがイスラエルをさばいた。

タはついに死んで、

ェエフタは六年の間 イスラエルをさばいた。ギレアデびとエフ

ギレアデの自分の町に葬られた。

倒れたものは四万二千人であった。 その時エフライムびとの構えて、ヨルダンの渡し場で殺した。その時エフライムびとの発音することができないで「セボレテ」と言うときは、その人を発音することができないで「セボレテ」と言うときは、その人がそれを正しくがレテ』と言ってごらんなさい」と言い、その人がそれを正しくがレテ』と言ってごらんなさい」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラではありません」と言うならば、\*\*またその人に「では『シープラでは、\*\*またその人に「では『シープラでは、\*\*またその人に「では『シープラでは、\*\*またまた。 人々のところへ攻めて行きますと、主は彼らをわたしの手にわめるという。
救ってくれないのを見たから、わたしは命がけでアンモンの教ってくれないのを繋ってくれませんでした。=あなたがたがたしを彼らの手から教 人々は「あなたはエフライムびとですか」と問い、その人がもし フライムの落人が「渡らせてください」と言うとき、ギレアデの デびとはエフライムに渡るヨルダンの渡し場を押えたので、 が「ギレアデびとよ、あなたがたはエフライムとマナセのうちに ギレアデの人々はエフライムを撃ち破った。これはエフライム フタはギレアデの人々をことごとく集めてエフライムと戦い、 ろに上ってきて、わたしと戦おうとするのですか」。四そこでエ たされたのです。どうしてあなたがたは、きょう、わたしのとこ いるエフライムの落人だ」と言ったからである。sそしてギレア エ

は十年の間 イスラエルをさばいた。三 ゼブルンびとエロンはこ 彼の後にゼブルンびとエロンがイスラエルをさばいた。彼 ホボ ๑゚゚ 十人にんのか ここ彼の後にピラトンびとヒレルの子アブドンがイスラエ かれ のち ピラトンびとヒレルの子アブドンはついに死んで、エフライム 頭のろばに乗った。彼は八年の間イスラエルをさばいた。「ぁぱっちょう さばいた。「四彼に四十人のむすこ及び三十人の孫があり、七十 ついに死んで、ゼブルンの地のアヤロンに葬られた。 ばいた。○イブザンはついに死んで、ベツレヘムに葬られた。 0) 地のアマレクびとの山地にあるピラトンに葬られた。 の娘をほかからめとった。 彼は七 年の間があいだ イスラエルをさ ル を

### 第 $\equiv$

を四十 酒を飲んではなりません。またすべて汚れたものを食べてはむでしょう。四それであなたは気をつけて、ぶどう酒または濃むでしょう。四それであなたは気をつけて、ぶどう酒または濃 だことがありません。しかし、あなたは身ごもって男の子を産の使がその女に現れて言った、「あなたはうまずめで、子を産んあった。その妻はうまずめで、子を産んだことがなかった。三主 ーイスラエルの人々がまた主の前に悪を行ったの ・ できない。 また まて おこな りません。πあなたは身ごもって男の子を産むでしょう。 こここにダンびとの氏族の者で、名をマノアというゾラの \*\*\*\* 年の間ペリシテびとの手にわたされ で、 立 そ

マ

が畑に座していた時、ふたたび彼女に臨んだ。しかし夫マノアははまってください」。ヵ神がマノアの願いを聞かれたので、神の使は女てください」。ヵ神がマノアの願いを聞かれたので、カタタ っウヒン ホンタタ <そこでマノアは主に願い求めて言った、「ああ、主よ、じまで神にささげられたナジルびとです』と申しました」。 れたものを食べてはなりません。その子は生れた時から死ぬ日はぶどう酒または濃い酒を飲んではなりません。またすべて汚は『あなたは身ごもって夢の子を産むでしょう。それであなたに『あなたは��ごもって��』 人もわたしに名を告げませんでした。tしかしその人はわたしわたしはその人が、どこからきたのか尋ねませんでしたが、そのわたしはその人が、どこからきたのか尋ねませんでしたが、その 神の使の顔かたちのようで、たいそう恐ろしゅうございました。言った、「神の人がわたしのところにきました。 その顔かたちはスラエルを救い始めるでしょう」。\*\* そこでその女はきて夫にスラエルを救い始めるでしょう」。\*\* 頭にかみそりをあててはなりません。その子は生れた時から神然に あなたがさきにつかわされた神の人をもう一度わたしたちに臨 にささげられたナジルびとです。彼はペリシテびとの手からイ て言った、「あなたはかつてこの女にお告げになったおかたです ませて、 さきごろ、わたしに臨まれた人がまたわたしに現れました」。こ マノアは立って妻のあとについて行き、その人のもとに行っ 言われたことが事実となったとき、その子の育て方および 緒にいなかった。「○女は急ぎ走って行って夫に言った、」。 その人は言った、「そうです」。三マノアは言った、「あな わたしたちがその生れる子になすべきことを教えさせ 主よ、どうぞ、 神の使は女

彼女に命じたことは皆、守らせなければなりませんこかのじょ。やいますがて汚れたものを食べてはなりません。 がめましょう」。「<主の使は彼に言った、「わたしの名は不思議の言われたことが事実となったとき、わたしたちはあなたをあい 備えようとなさるのであれば、主にそれをささげなさい」。マノやなしはあなたの食物をたべません。しかしあなたが燔祭を 「<主の使はマノアに言った、「あなたがわたしを引き留めても、 食べてはなりません。またぶどう酒と濃い酒を飲んではなりまなりません。「罒すなわちぶどうの木から産するものはすべて 三主の使はふたたびマノアとその妻に現れなかった。 ちにあってのぼった。マノアとその妻は見て、地にひれ伏した。 なわち炎が祭壇から天にあがったとき、主の使は祭壇の炎のう ほのお さいだん ほのお 主は不思議なことをされ、マノアとその妻はそれを見た。このす です。どうしてあなたはそれをたずねるのですか」。 アは主の使に言った、「あなたの名はなんといいますか。 アは彼が主の使であるのを知らなかったからである。「セマー・キャー・トー・ア 引き留めさせ、 | 五マノアは主の使に言った、「どうぞ、 言った、「わたしがさきに女に言ったことは皆、 これになすべき事はなんでしょうか」。これを マノアは子やぎと素祭とをとり、岩の上でそれを主にささげた。 アは彼が主の使であることを知った。 あなたのために子やぎを備えさせてください」。 守らせなければなりません」。 わたしたちに、 三マノアは妻に 守らせなけれ はマノアに ーカそこで あなたを は 妻 こ そ の 時 き あなた

いて初めて彼を感動させた。

# 第一四章

四父母はこの事が主から出たものであることを知らなかった。
四父母はこの事が主から出たものであることを知らなかった。
四父母はこの事が主から出たものであることを知らなかった。
四父母はこの事が主から出た。一世ムソンはテムナに下って行き、ペリシテびとの娘で、テムナに住むひとりの女を見ました。「あなたが行って、割礼をうけないペリシテびとのうちからた。「あなたが行って、割礼をうけないペリシテびとの娘で、テムナに住むひとりの女を見ましたちのすべての民のうちに女がないためなのですか」。しかしたちのすべての民のうちに女がないためなのですか」。しかしたちのすべての民のうちに女がないためなのですか」。しかしたちのすべての民のうちに女がないという。
はなどはわたしの心にかないますから」。

た。からである。そのころペリシテびとはイスラエルを治めていからである。そのころペリシテびとはイスラエルを治めていサムソンはペリシテびとを攻めようと、おりをうかがっていた

国かくてサムソンは父母と共にテムナに下って行った。彼がテュールのぶどう畑に着くと、一頭の若いししがほえたけって彼に向かってきた。木時に主の霊が激しく彼に臨んだので、彼はあた向かってきた。木時に主の霊が激しく彼に臨んだので、彼はあたらたが、女はサムソンの心にかなった。A目がたって後、サムソンは彼女をめとろうとして帰ったが、道を転じて、かのししのソンは彼女をめとろうとして帰ったが、道を転じて、かのししのリンは彼女をめとろうとして帰ったが、道を転じて、かのししのリンは彼女をめとろうとして帰ったが、道を転じて、かのししのリンは彼女をめとろうとして帰ったが、道を転じて、かのししのいばねを見ると、ししのからだに、はちの群れと、蜜があった。かれてはなれを見ると、ししのからだに、はちの群れと、蜜があった。かれてはなった。からその蛮をかきあつめたことは彼らに告げないった。からだからその蛮をかきあつめたことは彼らに告げないった。

ふるまいのうちにそれを解いて、わたしに告げることができたたがたに一つのなぞを出しましょう。あなたがたがもし七日のたがたである。二 人々はサムソンは彼らに言った、「わたしはあなからである。二 人々はサムソンは彼らに言った、「わたしはあないるまいを設けた。そうすることは花婿のならわしであった。そこで父が下って、女のもとに行ったので、サムソンはそこっそこで父が下って、女のもとに行ったので、サムソンはそこ

ンは彼らに言った、

「なら、わたしはあなたがたに亜麻の着物三十と、晴れ着三十をさなら、わたしはあなたがたが、それをわたしに告げることができなければ、亜麻の着物三十と晴れ着三十をわたした。
にくれなければなりません」。彼らはサムソンに言った、「なぞにくれなければなりません」。彼らはサムソンに言った、「なぞなら、わたしはあなたがたに亜麻の着物三十と、晴れ着三十をさなら、わたしはあなたがたに亜麻の着物三十と、晴れ着三十をさなら、わたしはあなたがたに重麻の着物三十と、晴れ着三十をさなら、わたしはあなたがたに

強い者から甘い物が出た」。『ま』も『『ないま』を『『ないま』で「食らう者から食い物が出、『『かい』で、『も』で、『も』で、『ま』で、『ま』で、『ま』で、『ま』で、『ま』では、『『ま』では、『『『『』で

ない。そうしなければ、わたしたちは火をつけてあなたの夫を説きすすめて、なぞをわたしたちに明かすようにしてくださを説きすすめて、なぞをわたしたちは火をつけてあなたとあなたい。そうしなければ、わたしたちは火をつけてあなたとあなたの父の家を焼いてしまいます。あなたはわたしたちの物を取るために、わたしたちを招いたのですか」。「木そこでサムソンのだけで、愛してくれません。あなたはわたしたちの物を取るために、わたしたちを招いたのですか」。「木そこでサムソンを出して、それをわたしに解き明かしませんでした」。サムソンを出して、それをわたしに解き明かしませんでした」。サムソンを出して、それをわたしに解き明かしませんでした」。サムソンを出して、それをわたしに解き明かしませんでした」。サムソンとがのどうしてあなたに解き明かしませんでした」。サムソンを出して、それをわたしは自分の父にも母にも解き明かさなかった。どうしてあなたに解き明かしませんでした」。サムソンを出して、それをわたしに解き明かしませんでした」。サムソンを出して、それをわたしは自分の父にも母にも解き明かさなかった。どうしてあなたに解き明かしませんでした」。サムソンの表に、からじょなかの前に、彼の前に泣いていたが、七日目になって、サムソンがのからいた。「本なが、ならいないというない。」へ 七日のないでは、ないでは、からいと、「あなたはおからである。そこで彼女はなどとができなかった。

「蜜より甘いものに何があろう。目になって、日の没する前に町の人々はサムソンに言った、ぁ

ししより強いものに何があろう」。

「つこうつき、維トではないないというとうない。

「わたしの若い雌牛で耕さなかったなら、

# 第一五章

ペリシテびとに害を加えても、彼らのことでは、わたしに罪がない。まれ、「へやにはいって、妻に会いました。彼女の妹は彼女をあなたの客であった者にやりました。彼女の妹は彼女よの父ははいることを許さなかった。ニそして父は言った、「あなたが確かに彼女をきらったに相違ないと思ったので、わたしはたが確かに彼女をきらったに相違ないと思ったので、わたしはたが確かに彼女をきらったに相違ないと思ったので、わたしはたがないましょう。ませんか。どうぞ、彼女の妹は彼女よりもきれいではありませんか。どうぞ、彼女の妹は彼女よりもきれいではありませんか。どうぞ、彼女の妹は彼女よりもきれいではありませんか。どうぞ、彼女の妹は彼女よりもいった。また、「のからとなった」と言ったが、妻とずれ、「へやにはいって、妻に会いました。

ヵそこでペリシテびとは上ってきて、ユダに陣を取りは下って行って、エタムの岩の裂け目に住んでいた。 ナびとの婿サムソンだ。そのしゅうとがサムソンの妻を取り返びとは言った、「これはだれのしわざか」。人々は言った、「テム は上ってきて彼女とその父の家を火で焼き払った。セサムソンは上ってきて彼女とその父の家を火で焼き払った。セサムソンして、その客であった者に与えたからだ」。そこでペリシテびとして、そのきゃく とのまだ刈らない麦の中に放し入れ、そのたばね積んだものと、を結びつけ、エーたいまつに火をつけて、そのきつねをペリシテび 「われわれはサムソンを縛り、彼がわれわれにしたように、彼にわれのところに攻めのぼってきたのですか」。彼らは言った、 シテびとはわれわれの支配者であることをあなたは知らないの するために上ってきたのです」。こそこでユダの人々三千人が めたので、「〇ユダの人々は言った、「あなたがたはどうしてわれ は彼らを、さんざんに撃って大ぜい殺した。こうしてサムソン しはあなたがたに仕返しせずにはおかない」。<そしてサムソン は彼らに言った、「あなたがたがそんなことをするならば、 エタムの岩の裂け目に下って行って、サムソンに言った、「ペリ まだ刈らないものとを焼き、オリブ 畑をも焼いた。^ ペリシテ をとり、尾と尾をあわせて、その二つの尾の間に一つのたいまつ 四そこでサムソンは行って、きつね三百匹を捕え、たいまつ サムソンは彼らに言った、「彼らがわたしにしたように、わ あなたはどうしてわれわれにこんな事をしたのです 、ユダに陣を取り、レヒを攻せ わた

はペリシテびとの時代に二十年の間イスラエルをさばいた。た者の泉」と呼んだ。これは今日までレヒにある。このサムソンたい。といるので、そこから水が流れ出た。サムソンがそれを飲むと彼れたので、そこから水が流れ出た。サムソンがそれを飲むと彼れたので、そこから水が流れ出た。サムソンがそれを飲むと彼れ

# 第一六章

・サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「サムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムソンはガザへ行って、そこでひとりの遊女を見、その女の「カムツ」という。

サムソンに言った、「あなたの大力はどこにあるのか、またどうというを高い、またわれわれはどうすれば彼に勝って、彼を縛り苦しめるこか、またわれわれはどうすれば彼に勝って、彼の大力はどこにあるのか、またわれわれはどうすれば彼に勝って、彼の大力はどこにあるのか、またわれわれはどうすれば彼に勝って、彼の大力はどこにあるのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおのとができるかを見つけなさい。そうすればわれわれはおのおの後、サムソンに言った、「あなたの大力はどこにあるのか、またどうといてきるかを見つけない。

すればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしまればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしまればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしかつた。 しかしサムソンはその弓弦を、あたかも亜麻・ボールの新しいはった。 かわいたことのない七本の新しい弓弦を女に持ってきたので、 女はそれをもってサムソンを呼ばった。 女はかねて奥のへやに人を忍ばせておいて、サムソ連につった。 女はかねて奥のへやに人を忍ばせておいて、サムソンに言った。「サムソンはその弓弦を、あたかも亜麻・ボールをあるないに言った。「サムソンはその弓弦を、あたかも重麻・ボールの新しい。 しかしサムソンはその弓弦を、あたかも重麻・ボールがであった。 しかしサムソンはその弓弦を、あたかも重麻・ボールが、どうぞわたしすればあなたを縛って苦しめることができるか、どうぞわたしかった。

○デリラはサムソンに言った、「あなたはわたしを欺いて、うそい。」。 時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンはその綱をに言った、「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っていまに言った、「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っていまに言った、「サムソンよ、ペリシテびとがあなたに迫っていまい。」。 時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンはその綱をよっ。 時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンよその編をよっ。 時に人々は奥のへやに忍んでいたが、サムソンように腕から断ち落した。

を欺いて、うそを言いましたが、どうしたらあなたを縛ることがいる。これでデリラはサムソンに言った、「あなたは今まで、わたし

して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。 して、くぎと機と縦糸とを引き抜いた。

□ そこで女はサムソンに言った、「あなたの心がわたしを離れているのに、どうして『おまえを愛する』と言うことができますているのに、どうして『おまえを愛する』と言うことができますたしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしは生たしの頭にはかみそりを当てたことがありません。わたしの声によるのでは、どうして『おまえを愛する』と言うことができますれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をれた時から神にささげられたナジルびとだからです。もし髪をもって弱くなり、ほかの人のようになるでしょう」。

そ上っておいでなさい」。そこでペリシテびとの君たちは、銀をりはその心をことごとくわたしに打ち明けましたから、今度こ人をつかわしてペリシテびとの君たちを呼んで言った、「サムソーへデリラはサムソンがその心をことごとく打ち明けたのを見、「ヘデリラはサムソンがその心をことごとく打ち明けたのを見、

## 第一七章

が持っています。わたしがそれを取ったのです」。母は言った、で、それをのろい、わたしにも話されましたが、その銀はわたした。ニ彼は母に言った、「あなたはかつて銀千百枚を取られたのこここにエフライムの山地の人で、名をミカと呼ぶものがあっここにエフライムの山地の人で、名

しとします。 しというとととを承諾した。そしてその若者は彼の子のとというととしあげました。「わたしと一緒にいて、わたしのために父ともまった、「わたしと一緒にいて、わたしのために父ともま力はですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このがとですが、住むべきところを尋ねて旅をしているのです」。このが、はいて、カたしのために父ともまかいと食物とをさしあげましょう。この人は自分の住むべきところを尋ねて、カたしのために父ともまかいと食物とをさしあげましょう。この人は自分の住むべきところを尋ねて、カたしのために父ともまかいと食物とをさしあげましょうだ。

ので、主がわたしをお恵みくださることがわかりました」。ミカは言った、「今わたしはレビびとを祭司に持つようになった立てて自分の祭司としたので、彼はミカの家にいた。!゠それでひとりのようになった。!゠ミカはレビびとであるこの若者をひとりのようになった。!゠ミカはレビびとであるこの若者を

# 第一八章

おられます」。たい、あなたがたが行く道は主が見守ってた、「安心して行きなさい。あなたがたが行く道は主が見守って

は、彼らは安らかに住まい、その穏やかで安らかなことシドンびと、彼らは安らかに住まい、その穏やかで安らかなことシドンびとと遠く離れており、ほかの民と交わることがなかった。ハかくて彼らがゾラとエシタオルにおる兄弟たとがなかった。ハかくて彼らがゾラとエシタオルにおる兄弟たとがなかった。ハかくて彼らがゾラとエシタオルにおる兄弟たとがなかった。ハかくて彼らがゾラとエシタオルにおる兄弟たとがなかった。ハかくて彼らがゾラとエシタオルにおる兄弟たとがたはなぜじっとしているのですか。ためらわずに進んで行って、かの地を取りなさい。このあなたがたがだけば、安らかにおる民の所に行くでしょう。その地は広く、神はそれをあなたがたはなぜじっとしているのですか。ためらわずに進んで行って、かの地を取りなさい。このあなたがたが行けば、安らかにおる民の所に行くでしょう。その地は広く、神はそれをあなたがたの手に賜わるのです。そこには地にあるもの一つとして欠けているものはありません」。

「四かのライシの国をうかがいに行った五人の者はその兄弟たりライムの山地に進み、ミカの家に着いた。このゆえに、その所は今日までマハネダンと呼ばれを張った。このゆえに、その所は今日までマハネダンと呼ばれを張った。このゆえに、その所は今日までマハネダンと呼ばれを張った。このはんちゃけるのでは、その所は今日までマハネダンと呼ばれる。そこでダンの氏族のもの六百人が武器を帯びて、ゾラとエシニーそこでダンの氏族のもの六百人が武器を帯びて、ゾラとエシニーをはない。

ちに言った、「あなたがたはこれらの家にエポデとテラピムと刻いのライシの国をうかがいに行った五人の者はその兄弟たい。

行って、彼に安否身をめぐらして、 ひとりの家の祭司であるのと、イスラエルの一部族、一氏族のと一緒にきて、われわれのために父とも祭司ともなりなさい。らは言った、「黙りなさい。あなたの手を口にあてて、われわれ名言に名にして、「 デとテラピムと鋳た像とを取ったが、祭司は武器を帯びた六百行った五人の者は上って行って、そこにはいり、刻んだ像とエポンの人々は門の入口に立っていた。 - \*\* かの土地をうかがいに 祭司は彼らに言った、「あなたがたは何をなさいますか」。「れ彼れって刻んだ像とエポデとテラピムと鋳た像とを取った時、いって刻んだ像 財をさきにたてて進んだが、三ミカの家をはるかに離れ デとテラピムと刻んだ像とを取り、民のなかに加わった。 祭司であるのと、どちらがよいですか」。この祭司は喜んで、 んだ像と鋳 あなたがそのように仲間を連れてきたのは、どうしたのです 、 きゃ そう 、 、 とき 、 、 そう と とき 、 と とも と とも と とも とも とも とり とも しん いりぐち た との とも しん いりぐち た こって、彼に安否を問うた。「六 |祭司を奪い去ったので、 」。三の彼は言った、「あなたがたが、 かくて彼らは身をめぐらして去り、その子供たちと家畜と貨がらくからない。 ミカは家に近い家の人々を集め、 の なすべきことを決めなさい」。 人々を呼んだので、 た像のあるのを知って lを問うた。 l たしかし武器を帯びた六百人のダールのレビびとの若者の家すなわちミカの家に わたしに何が残っています 彼らはふり向いてミカに言った、 ます 一五そこで ダンの人々に追いつき、ニ わたしの造った神々およ か。 こで彼らはその方へとれであなたがた か エポ たと

置いた。あったあいだ、 かって、あなたは自分の命と家族の命を失うようになるでしょ大きな声を出さないがよい。気の荒い連中があなたに撃ちかれるとは何事ですか」。言・ダンの人は彼に言った、「あなたはれるとは何になった。」 人々は刻んだ像を自分たちのために安置し、モーセの孫すなわらんできょう。 じょんた。その町の名はもとはライシであった。 三〇そしてダンの乗りな 生れた先祖ダンの名にしたがって、 となって、 ちゲルショムの子ョナタンとその子孫がダンびとの部族の祭司 あった。彼らは町を建てなおしてそこに住み、エホ イスラエルに それを救うものがなかった。その町はベテレホブに属する谷に シドンを遠く離れており、ほかの民との交わりがなかったので、 つるぎをもって彼らを撃ち、火をつけてその町を焼いたが、云てライシにおもむき、穏やかで、安らかな民のところへ行って、 強。 う」。ニヘ こうしてダンの人々は去って行ったが、ミカは彼ら るに 二七 いのを見て、くびすをかえして自分の家に帰った。 さて彼らはミカが造った物と、ミカと共にいた祭司とを奪 あなたがたがわたしに向かって『どうしたのですか』と言い いだ、常に彼らはミカが造ったその刻んだ像を飾ってった。
「まった。」
国が捕囚となる日にまで及んだ。三一神の家がシロに
〈ビ サヒッダ その町の名をダンと名づけ モーセの孫すなわ

エ

### 第 一九章

たとき、娘の父であるしゆうとは彼に言った、「日も暮れようと人がついにめかけおよびしもべと共に去ろうとして立ちあがっ 彼らは朝はやく起き、彼が立ち去ろうとしたので、娘の父は婿然は三日共におり、みな飲み食いしてそこに宿った。ヵ四日目にて、喜んで迎えた。四娘の父であるしゅうとが引き留めたので、て、喜んで迎えた。四娘の父であるしゅうとが引き留めたので、 せその人は立って去ろうとしたが、しゅうとがしいたので、つい い」。<そこでふたりは座して共に飲み食いしたが、娘の父はそに言った、「少し食事をして元気をつけ、それから出かけなさ 追って行った。彼が女の父の家に着いた時、娘の父は彼を見まれ帰ろうと、しもべと二頭のろばを従え、立って彼女のあとをす。 かん 怒って、彼のところを去り、ユダのベツレヘムの父の家に帰っからひとりの女を迎えて、めかけとしていたが、こそのめかけは までとどまりなさい」。そこで彼らふたりは食事をした。ヵその にまたそこに宿った。<五日目になって、朝はやく起きて去ろう 奥にひとりのレビびとが寄留していた。彼はユダのサン としたが、 て、そこに四か月ばかり過ごした。゠そこで夫は彼女をなだめて そのころ、 人に言った、「どうぞもう一晩泊まって楽しく過ごしなさい」。 娘の父は言った、「どうぞ、元気をつけて、日が傾くない。」 どうぞもう一晩泊まりなさい。 イスラエルに王がなかった時、エフライム 日は傾いた。 ベツレヘム いの山地は の

> 出立し、家に帰りなさい。というです。 いき かき ない ない かき かき ひるさい ひき かき かき かき かき して 楽しく 過ごしなさ って楽しく過ごしなさい。 そしてあしたの朝はやく起きて

0

に道を転じ、町にはいって、その広場に座した。だれも彼らを家で、「ます」である。 でんしょう からしょう アの近くで日が暮れたので、「ヵギベアへ行って宿ろうと、そこからか て、イスラエルの人々の町でない外国人の町に、はいってはならに宿りましょう」。ニュ主人は彼に言った、「われわれは道を転じゃと に迎えて泊めてくれる者がなかったからである。 宿ろう」。「四彼らは進んで行ったが、ベニヤミンに属するギベあ、われわれはギベアかラマか、そのうちの一つに着いてそこにあ あ、われわれは道を転じてエブスびとのこの町にはいって、そこ いたとき、日はすでに没したので、しもべは主人に言った、「さ ブスすなわちエルサレムの向かいに着いた。くらをおいた二 ない。ギベアまで行こう」。 lm 彼はまたしもべに言った、「さ のろばと彼のめかけも一緒であった。 -- 彼らがエブスに近づ しかし、その人は泊まることを好まないの で、 立た 一って 去さ り、 エ

あげて、町の広場に旅人のおるのを見た。老人は言った、「あなただしこの所の人々はベニヤミンびとであった。」も彼は目を 人はエフライムの山地の者で、ギベアに寄留していたのである。 | 本時にひとりの老人が夕暮に畑の仕事から帰ってきた。 か」。「<その人は言った、「われわれはユダのベツレヘムから、 たはどこへ行かれるのですか。どこからおいでになりました フライムの山地の奥へ行くものです。 わ たしはあそこの者の

わ イ

あるわたしの娘と、この人のめかけがいます。今それを出しまら、そんなつまらない事をしないでください。三四ここに処女でら、そんなつまらない事をしないでください。三四ここに処女で 飼葉を与えた。彼らは足を洗って飲み食いした。 ではなりません」。 三 そして彼を家に連れていって、 の必要なものはなんでも備えましょう。ただ広場で夜を過ごしものはありません」。10 老人は言った、「安心しなさい。あなた た。これ朝になって女は自分の主人を宿してくれた人の家ので朝まで終夜はずかしめ、日ののぼるころになって放し帰らせい。 るであろう」。IIII しかし家のあるじは彼らのところに出ていった、「あなたの家にきた人を出しなさい。われわれはその者を知 家を取り囲み、戸を打ちたたいて、家のあるじである老人に言っい。 しもべと共にいる若者との食物も酒もあって、何も欠けている のめかけをとって彼らのところに出した。彼らはその女を犯し さい」。ニョーしかし人々が聞きいれなかったので、 ないでください。この人はすでにわたしの家にはいったのだか て言った、「いいえ、兄弟たちよ、どうぞ、そんな悪いことをし われには、ろばのわらも飼葉もあり、またわたしと、はしためと、 が、だれもわたしを家に泊めてくれる者がありません。「ヵわれ すから、 しかしこの人にはそのようなつまらない事をしないでくだ ダのベツレヘムへ行き、今わたしの家に帰るところです それをはずかしめ、 あなたがたの好きなようにしなさ その人は自分 ろばに

> 日から今日まで、このような事は起ったここうない、いこれにかな言った、「イスラエルの人々がエジプトの地から上ってきたみな言った、「イスラエルの人々がエジプトの地から上ってきた も、なんの答もなかった。そこでその人は女をろばに乗せ、立っいた。三、彼は女に向かって、「起きよ、行こう」と言ったけれどと、そのめかけである女が家の戸口に、手を敷居にかけて倒れてと、そのめかけである女が家の り、 二七 イスラエルの全領域にあまねく送った。 三〇それを見たものは て自分の家におもむいたが、これその家に着いたとき、 ともない。この事をよく考え、協議して言うことを決めよ」。 戸口にきて倒れ伏し、 彼女の主人は朝起きて家の戸を開き、出て旅立とうとする。 めかけを捕えて、そのからだを十二切れに断ち切り、それを 夜のあけるまでに及んだ。 刀を執 と

# 第二〇章

ヅパで主のもとに集まった。三民の首領たち、すなわちイスラ の人々は、イスラエルの人々がミヅパに上ったことを聞いた。 エルのすべての部族の首領たちは、みずから神の民の集合に出 レアデの地からもみな出てきて、その会衆はひとりのようにミ そこでイスラエルの人々は、ダンからベエルシバまで、またギ れわれに話してください」。四殺された女の夫であるレビびと スラエルの人々は言った、「どうして、この悪事が起ったのか、

たこの事は、

なんたる悪事でしょうか。

三それで今ギベアにい

ニーイスラエルのもろもろの

)部族のうちにつかわして言わせた、「あなたがたのうちに起っょ。ギベスラエルのもろもろの部族は人々をあまねくベニヤミン

述べてください」。 ルの嗣業のすべての地方にあまねく送りました。彼らがイス た。<それでわたしはめかけを捕えて断ち切り、それをイスラエそうと企て、ついにわたしのめかけをはずかしめて、死なせまし スラエルの人々よ、あなたがたは皆自分の意見と考えをここにラエルにおいて憎むべきみだらなことを行ったからです。ェイ しを攻め、夜の間に、 るギベアへ行って宿りましたが、まギベアの人々は立ってわた は答えて言った、「わたしは、 わたしのおる家を取り囲んで、わたしを殺 めかけと一緒にベニヤミンに属 す

イスラエルのすべての部族から百人について十人、千人についれはくじを引いて、ギベアに攻めのぼりましょう。こっすなわちれわれが今ギベアに対してしようとする事はこれです。われわれ の天幕に行きません。まただれも自分の家に帰りません。πわてはまで、いません。のように立って言った、「われわれはだれも自分へ 民は皆ひとりのように立って言った、「われわれはだれも自分な、縁、縁 う」。ここうしてイスラエルの人々は皆集まり、おいておこなったすべてのみだらな事に対して、 て百人、万人について千人を選んで、民の糧食・ ベニヤミンのギベアに行って、ベニヤミンびとがイスラエルに 食をとらせ、 報復しましよ 一致結束していっちけっそく 民なな

び戦いの備えをした。== そしてイスラエルの人々は上ってたをかってするとの人々は奮いたって初めの日に備えをした所にふたたエルの民の人々は奮いたってものの日に備えをした所にふたた 「ベニヤミンの人々はギベアから出てきて、 めに出て行って、ギベアで彼らに対して戦いの備えをしたが、ニ取った。このすなわちイスラエルの人をはベニヤミンと戦うた の人々のうち二万二千人を地に撃ち倒した。ニーしかしイスラ In そこでイスラエルの人々は、朝起きて、ギベアに対し陣を 人々と戦いましょうか」。主は言われた、「ユダがさきに」。 「<イスラエルの人々は立ちあがってベテルにの」 た、「われわれのうち、いずれがさきにのぼって、 その日イスラエル ぼり、 ベニヤミン 、神に尋ったず ね

あった。 まり、出て 人々はその兄弟であるイスラエルの人々の言葉を聞きいれないがというという。しかしベニヤミンのスラエルから悪を除き去りましょう」。しかしベニヤミンの を除いて、つるぎを帯びている者四十万人あり、いずれも軍人でです。これイスラエルの人々の集まった者はベニヤミンがなかった。これイスラエルの人々の集まった者はベニヤミン いず た。「たこのすべての民のうちに左ききの精兵が七百人あって、 千人あり、ほかにギベアの住民で集まった精兵が七百人あした。 から集まったベニヤミンの人々はつるぎを帯びている者二万六から集まったベニヤミンの人々はつるぎを帯びている者の るあ Ď れも一本の毛すじをねらって石を投げても、 悪い人々をわたし てイスラエルの人々と戦おうとした。これその日、 なさい。わ れ われは彼らを殺して、 はずれること 町 ま ち ま ち

しょうか」。主は言われた、「攻めのぼれ」。れわれの兄弟であるベニヤミンの人々と戦いを交えるべきでれわれの兄弟であるベニヤミンの人々と戦いを交えるべきで行って主の前に夕暮まで泣き、主に尋ねた、「われわれは再びわ

攻めのぼり、前のようこギベァ・たった。 でしている人々のところにせ イスラエルの人々は三日目にまたベニヤミンの人々のところにイスラエルの人々は三日目にまたべニヤミンの人々のところに 所に攻めよせたが、これベニヤミンは次の日またギベアから出このそこでイスラエルの人々は、次の日またベニヤミンの人々の に仕えていた――そして言った、「われわれはなおふたたび出あって、「スアロンの子エレアザルの子であるピネハスが、それ テルに上って行って泣き、その所で主の前に座して、その日夕暮られこれがためにイスラエルのすべての人々すなわち全軍はベニスこれがためにイスラエルのすべての人々すなわち全軍はベ て、 ラエ まで断食し、燔祭と酬恩祭を主の前にささげた。こせそしてイスにはいます。はない、しゅうおんさい、しゅ、まえ て、これを迎え、ふたたびイスラエルの人々のうち一万八千人を IM そこでイスラエルの人々は、次の日またベニヤミンの □n そこでイスラエルはギベアの周囲に伏兵を置き、≡○ そして われわれの兄弟であるベニヤミンの人々と戦うべきでしよ ルの人々は主に尋ね、 の人を三十人ばかり殺した。 わたしはあす彼らをあなたがたの手にわたすであろう」。。あるいはやめるべきでしょうか」。主は言われた、「のぼ 『パアロンの子エレアザルの子であるピネハスが、 ――そのころ神の契約の箱はそこに その大路は、 また野でイスラ つはベテルに 人々なとびと

> 人を殺した。これらは皆つるぎを帯びている者であった。こので、イスラエルの人々は、その日ベニヤミンびと二万五千二 こうしてベニヤミンの人々は自分たちの撃ち敗られたのを見み 精じの 待ち伏せていたイスラエルの人々がその所から、すなわちゲバは皆その所から立ってバアル・タマルに備えをした。その間にはない。 る。 た。 らを町から大路におびき出そう」。 IIII そしてイスラエ し は言った、「彼らは初めのように、 至た で、ニヤミンの人々は災の自分たちに迫っているのを知られ、三万人がきて、ギベアを襲い、その戦いは激しかった。 しょく り、 西から現れ出た。 🖪 すなわちイスラエルの全軍のうちから しかしイスラエルの人々は言った、「われわれは逃げて、」 一つはギベアに至るものであった。三二ベニヤミンの人 われわ れ の前に撃ち破られ ル んの人々なとびと しか 百

突き入り、進んでつるぎをもって町をことごとく撃った。三々で、ベニヤミンびとを避けて退いた。三七伏兵は急いでギベア うに 人ばかりを殺したので言った、「まことに彼らは最に あった。 ろしがあがるとき、=πイスラエルの人々が戦いに転じることで スラエルの人々と伏兵の間に定めた合図は、町から大いなるののでは、するとでは、さくいのになった。 そこでイスラエルの人々はギベアに対して設けた伏兵をたのでいています。 わ れわれの前に撃ち敗られる」。 さてベニヤミンは初めイスラエルの人々を撃って三十 四〇 伏兵は急いでギベアに か ろ しが煙の 1 h

な

柱となって 逃げて、四か月の間 リンモンの岩に住んだ。四へそこでイスラエかし六百人の者は身をめぐらして荒野の方、リンモンの岩までかり 帯びている者合わせて二万五千人で、みな勇士であった。四々した。四个こうしてその日ベニヤミンの倒れた者はつるぎを殺した。四个こうしてその日ベニヤミンの質れた者はつるぎを の岩まで逃げたが、イスラエルの人々は大路でそのうち五千人に な勇士であった。 gm 彼らは身をめぐらして荒野の方、 いにまで及んだ。四四ベニヤミンの倒れた者は一万八千人で、いにまでみます。 を切り倒し、なおも追撃してギドムに至り、そのうちの二千人をき、たち たすべての町に火をかけた。 をもって人も獣もすべて見つけたものを撃ち殺し、また見つけ ルの人々はまた身をかえしてベニヤミンの人々を攻め、 町からのぼりはじめたので、 町はみな煙となって天にのぼっていた。四一その ベニヤミンの人々がう リンモンの岩まで リンモン つるぎ み

娘を彼らに妻として与えないと誓ったので、かの残った者どがある。ままである。まからないに一つの部族が絶えた。まわれわれは主をさして、われわれ エルの神、 四翌日、民は早く起きて、そこに祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をさ今日イスラエルに一つの部族が欠けるようになったのですか」。 <彼らはまた言った、「イスラエルの部族のうちで、ミヅパにたまをめとらせるにはどうしたらよいであろうか」。 の人々は兄弟ベニヤミンをあわれんで言った、「今日イスラエ れなければならない」と言ったからである。^しかしイスラエル い者のことについて大いなる誓いを立てて、「その人は必ず殺さい者のことについてよいなる誓いを立てて、「その人は必ず殺さいる」 はだれか」。これは彼らがミヅパにのぼって、 まで神の前に座し、声をあげて激しく泣いて、三言った、「イスラッな、 \*\*\* \*\* もその娘をベニヤミンびとの妻として与える者があってはなら かつてイスラエルの人々はミッパで、「われわ い」と言って誓ったので、三民はベテルに行って、 主よ、どうしてイスラエルにこのような事が起って、 主のもとに行かな かの残った者ども れのうちひとり そこで夕暮

ぼって主のもとに行かなかったのはどの部族か」。

ところがヤ

ベシ・ギレアデからはひとりも陣営にきて集会に臨んだ者がない。

ヵすなわち民を集めて見ると、ヤベシ・ギレアデの住

つ

はひとりもそこにいなかった。10 そこで会衆は勇士一万二千になかとりもそこにいなかった。10 そこで会衆は勇士一万二千に行って、その住民を、女、子供もろともつるぎをもって撃デに行って、その住民を、女、子供もろともつるぎをもって撃がに行って、その住民を、女、子供もろともつるぎをもって撃がして彼らはヤベシ・ギレアデの住民のうちで四百人の若いられて終める。彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきである。彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきである。彼らはこれをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた。

を与える者はのろわれる』と言って誓ったからである」。 1 丸 そのの残りの者どもに妻をめとらせるにはどうしたらよいでしょうか」。 1 生 彼らはまた言った、「イスラエルから一つの部族が消うか」。 1 生 彼らはまた言った、「イスラエルから一つの部族が消えうせないためにベニヤミンのうちの残りの者どもに、あとつえらせないればならない。 1 へしかし、われわれの娘を彼らの妻にえうせないためにベニヤミンのうちの残りの者どもに、あとつえる。 2 を 衆の長 老たちは言った、「ベニヤミンの女が絶えたので、 1 木 会 衆の長 老たちは言った、「ベニヤミンの女が絶えたので、 1 木 会 衆の長 老たちは言った、「ベニヤミンの女が絶えたので、 1 木 会 衆の長 老 に ま ない 1 を は いっぱい 1 と ない 1 と は いっぱい 1 と は いっぱい 1 と ない 1 と ない 1 と は いっぱい 1 と は 1 と いっぱい 1 と いっぱい 1 と は いっぱい 1 と いっぱい 1

ものうちから自分たちの数にしたがって妻を取り、 う」。これベニヤミンの人々はそのように行い、踊っている者ど なたがたも彼らに与えなかったからです。もし与えたならば、われわれは、彼らおのおのに妻をとってやらなかったし、またあ に、『われわれのために彼らをゆるしてください。戦争のときにるいは兄弟がきて、われわれに訴えるならば、われわれは彼ら 「あなたがたは行って、ぶどう畑に待ち伏せして、三 うかがいなにある。三0 そして彼らはベニヤミンの人々に命じて言った、 業の地に帰った。 てイスラエルの人々は、その時そこを去って、おのおのその部に う畑から出て、シロの娘たちのうちから、めいめい自分の妻をはたけ、で、 さい。もしシロの娘たちが踊りを踊りに出てきたならば、 の北にあって、ベテルからシケムにのぼる大路の東、 れで彼らは言った、「年々シロに主の祭がある」。 および氏族に帰った。 て領地に帰り、 あなたがたは罪を犯したことになるからでした』と言いましょ とって、ベニヤミンの地に連れて行きなさい。三もしその父あ 町々を建てなおして、そこに住んだ。三四こうし すなわちそこを立って、 おの の東、レバナの南 <sup>vaři</sup> 。シロはベテル それを連れ おの こその嗣

### ル ツ 記き

### 第一章

名はエリメレク、妻の名はナオミ、ふたりの男の子の名はマロンと、ひとりの人がその妻とふたりの男の子を連れてユダのベツで、ひとりの人がその妻とふたりの男の子を連れてユダのベツ は今いる所を出立し、ユダの地へ帰ろうと、ふたりの嫁を連れいました。 じゅったっ ちゅうかん かん かん こうしん こってで彼女立って、モアブの地からふるさとへ帰ろうとした。 せそこで彼女 食物をお与えになっていることを聞いたので、その嫁と共に 彼らはモアブの地へ行って、そこにおったが、ミナオミの夫エリ常 \* その時、ナオミはモアブの地で、主がその民を顧みて、すでに は、からいます。 だ。こうしてナオミはふたりの子と夫とに先だたれた。 とキリオンといい、ユダのベツレヘムのエフラタびとであった。 - さばきづかさが世を治めているころ、 たが、死んだふたりの子とわたしに親切をつくしたように、どう がたは、 メレクは死んで、ナオミとふたりの男の子が残された。罒ふたり 進んだ。 それぞれ自分の母の家に帰って行きなさい。 ^ しかしナオミはふたりの嫁に言った、「あなた 国に飢きんがあったの あなたが

所を得させられるように」。こう言って、 相嫁のあとについて帰りなさい」。「<しかしルツは言った、「ありばる」の民と自分の神々のもとへ帰って行きました。あなたも自分の民と自分の神々のもとへ帰って行きました。あなたの相嫁は「m そこでナオミは言った、「ごらんなさい。あなたの相嫁は「m そこでナオミは言った、「ごらんなさい。あなたの相嫁は 成長するまで待っているつもりなのですか。あなたがたは、そ望みがあるとしても、|= そのためにあなたがたは、子どもの望まがあるとしても、|= そのためにあなたがたは、子どものできません。たとい、わたしが今夜、夫をもち、また子を産むできません。 ださい。 というであるたがたに夫を与え、 夫の家で、それぞれ身のとがあなたがたに、いつくしみを賜わりますよう。ぞ、主があなたがたに、いつくしみを賜わりますよう。 がまだわたしの胎内にいると思うのですか。三娘たちよ、帰っ たしと一緒に行こうというのですか。あなたがたの夫となる子しナオミは言った、「娘たちよ、帰って行きなさい。どうして、わ なたを捨て、 す」。1四彼らはまた声をあげて泣いた。そしてオルパはその とで、あなたがたのために、わたしは非常に心を痛めているので はいけません。主の手がわたしに臨み、わたしを責められたこ て行きなさい。 わたしたちは一緒にあなたの民のところへ帰ります」。こ しか たので、 しゅうとめに口づけしたが、ルツはしゅうとめを離れなかった。 のために夫をもたずにいるつもりなのですか。 彼らは声をあげて泣き、「○ナオミに言った、「いいえ、。 わたしはあなたの行かれる所へ行き、 あなたを離れて帰ることをわたしに勧めないでく わたしは年をとっているので、夫をもつことは ふたりの嫁に口づけし それぞれ身の落ち着き 娘たちよ、それ またあなたの宿 <sub>九</sub>どうぞ

彼らに言った、「わたしをナオミ(楽しみ)と呼ばずに、マラ(苦ぎたち、女たちは言った、「これはナオミですか」。このナオミは 悩まし、全能者がわたしに災をくだされたのに、どうしてわたしい。 彼らがベツレヘムに着いたとき、町はこぞって彼らのために騒れ たと別れるならば、主よ、どうぞわたしをいくえにも聞いてくだ。 のかたわらに葬られます。 初めにベツレヘムに着いた。 ましたが、主はわたしをから手で帰されました。主がわたしを しみ)と呼んでください。なぜなら全能者がわたしをひどく苦 さい」。「<ナオミはルツが自分と一緒に行こうと、固く決心し られる所に宿ります。 しめられたからです。三 わたしは出て行くときは豊かであり 「ヵそしてふたりは旅をつづけて、ついにベツレヘムに着いた。 ているのを見たので、そのうえ言うことをやめた。 わたしの神です。」もあなたの死なれる所でわたしも死んで、 あなたの民はわたしの民、 もし死に別れでなく、 わたしがあな あなたの神は そ

### 第二章

りの親戚があって、その名をボアズといった。ニ モアブの女 ルーさてナオミには、夫 エリメレクの一族で、非常に裕福なひと

く時には水がめのところへ行って、若者たちのくんだのを飲みらいようにと、言っておいたではありませんか。あなたがかわ行きなさい。わたしは若者たちに命じて、あなたのじゃまをした。わたしのところで働く女たちを離れないで、ここにいなさん。わたしのところで働く女たちを離れないで、ここにいなさん。わたしのところで働く女たちを離れないで、ここにいなさん。わたしのところで働く女たちを離れないで、ここにいなさん。わから、かから、はなりませを拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりませを拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりませを拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりませを拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりませを拾いに行ってはいけません。またここを去ってはなりませを拾いに行ってはなりませんが、また。

なさい」。この彼女は地に伏して拝し、彼に言った、「どうしてあなたは、わたしのような外国人を顧みて、親切にしてくださるのですか」。こ ボアズは答えて彼女に言った、「あなたのところにき父母と生れた国を離れて、かつて知らなかった民のところにきたことは皆わたしに聞えました。こ どうぞ、主があなたのしたたことは皆わたしに聞えました。こ どうぞ、主があなたのしたたことは皆わたしに聞えました。こ どうぞ、主があなたのしたたことは皆わたしに聞えました。こ どうぞ、主があなたのしたたことに報いられるように。どうぞ、イスラエルの神、主、すなわちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうちあなたがその翼の下に身を寄せようとしてきた主からじゅうかとりにも及ばないのに、あなたはこんなにわたしを慰め、はしためにねんごろに語られました」。

> ろの刈入れが全部終るまで、わたしのしもべたちのそばについルツは言った、「その人はまたわたしに『あなたはわたしのとこ こうして彼女はしゅうとめと一緒に暮した。 うです。そうすればほかの畑で人にいじめられるのを免れるで したちの縁者で、最も近い親戚のひとりです」。三 モアブの女 されますように」。ナオミはまた彼女に言った、「その人はわた 者をも、顧みて、いつくしみを賜わる主が、どうぞその人を祝福。 て、「わたしが、きょう働いたのはボアズという名の人の所です」 そこで彼女は自分がだれの所で働いたかを、 どこで穂を拾いましたか。 についていて穂を拾い、 しょう」。ニ゠それで彼女はボアズのところで働く女たちのそば よ、その人のところで働く女たちと一緒に出かけるのはけっこ ていなさい』と言いました」。三ナオミは嫁ルツに言った、「娘な と言った。こっナオミは嫁に言った、「生きている者をも、死んだ ように顧みてくださったかたに、どうか祝 福があるように」。 て与えた。「ヵしゅうとめは彼女に言った、「あなたは、きょう、 のを見せ、かつ食べ飽きて、残して持ちかえったものを取り出し 大麦刈と小麦刈の終るまでそうした。 どこで働きましたか。あなたをその しゅうとめに告げ

### 第三章

時にしゅうとめナオミは彼女に言った、「娘よ、わたしはあない。」

たの落ち着き所を求めて、あなたをしあわせにすべきではないたの落ち着き所を求めて、あなたをしあわせにすべきではないたの落ち着き所を求めて、あなたをしあわせにすべきではないたの落ち着き所を求めて、あなたとをしあわせることを皆いたしまう」。エルツはしゆうとめに言った、「あなたとを知らせるでしょう」。エルツはしゆうとめに言った、「あなたとを知らせるでしょう」。エルツはしゆうとめに言った、「あなたとを知らせるでしょう」。エルツはしゆうとめに言った、「あなたとを知らせるでしょう」。エルツはしゆうとめに言った、「あなたのおっしゃることを皆いたしましょう」。

た親切にまさっています。こそれで、娘よ、あなたは恐れるにたます。とはせず、あなたが最後に示したこの親切は、さきに示したなせば、あなたが最近で、方ではないたので、ボアズは飲み食いして、心をたのしませたあとおりにした。セボアズは飲み食いして、心をたのしませたあとって、麦を積んである場所のかたわらへ行って寝た。そこで彼女を中になって、その人は驚き、起きかえって見ると、ひとりの女を中になって、その人は驚き、起きかえって見ると、ひとりの女を中になって、その人は驚き、起きかえって見ると、ひとりの女を中になって、その人は驚き、起きかえって見ると、ひとりの女を中になって、その人は驚き、起きかえって見ると、ひとりの女を中になって、はしためをおおってください。あなたは最も近いたのすそで、はしためをおおってください。あなたは最も近いたなどはないです。ころでは、どうぞ、主があなたを親戚です」。このボアズは言った、「娘よ、どうぞ、主があなたを親戚です」。このボアズは言った、「娘よ、どうぞ、主があなたと、彼女は答えた、「わたしはあなたのはしためルツです。あなたは歌です」とは、こうしていることを皆いたしましょう」。

なたのために親戚の義務をつくしましょう。朝までこために親戚の義務をつくすことを好まないならば、わせなさい。しかし主は生きておられます。その人が、 = 今夜はここにとどまりなさい。朝になって、もしその人が、 すみなさい」。 なたのために親戚の義務をつくすならば、よろしい、その人にさ ることを知っているからです。こたしかにわたしは近い親 しましょう。 ではありますが、わたしよりも、 およびません。 わたしの町の人々は皆、 あなたが求めることは皆、 もっと近い親戚があります。-あなたがりっぱな女であ あなたのためにい 朝までここにおや わたしはあ あなたの 戚せき

はかって彼女に負わせた。彼女は町に帰り、「<しゆうとめのと広げなさい」。彼女がそれを広げると、ボアズは大麦六オメルをいる。 いころに起きあがった。それはボアズが「この女の打ち場にきロルツは朝まで彼の足のところに寝たが、だれかれの見分け難し 事がどうなるかわかるまでお待ちなさい。 たしにくださいました」。「^しゅうとめは言った、「娘よ、この 言った、「あのかたはわたしに向かって、 こでルツはその人が彼女にしたことをことごとく告げて、「セ ころへ行くと、 してボアズは言った、「あなたの着る外套を持ってきて、 たことが人に知られてはならない」と言ったからである。 のところへ帰ってはならないと言って、 しゅうとめは言った、「娘よ、どうでしたか」。 そ この大麦六オメルをわ から手で、 あの人は、きょう、そ しゅうとめ それを 一五そ

の事を決定しなければ落ち着かないでしょう」。

### 第四章

か、ここにすわっている人々と、民の長老たちの前で、それをて、ここにすわっている人々と、民の長きのできますで、それをうとしています。四それでわたしはそのことをあなたに知らせ 長老十人を招いて言った、「ここにおすわりください」。 帰ってきたナオミは、われわれの親族エリメレクの地所を売ろすれった時、『ボアズは親戚の人に言った、「モアブの地からすわった時、『ボアズは親戚の人に言った、「モアブの地から ルツをも買って、死んだ者の名を起してその嗣業を伝えなけれからその地所を買う時には、死んだ者の妻であったモアブの女がらその地所を買う時には、死んだ者の妻であったモアブの女 ないましょう」。エそこでボアズは言った、「あなたがナオミの手く、わたしはあなたの次ですから」。彼は言った、「わたしがあが ので、ボアズはその人に言った、「友よ、こちらへきて、 ばなりません」。<その親戚の人は言った、「それでは、 知らせてください。 それをあがなおうと思われるならば、 買いなさいと、あなたに言おうと思いました。もし、あなたが、 おすわりください」。彼はきてすわった。ニボアズはまた町の かし、あなたがそれをあがなわないならば、わたしにそう言って ケアズは さきにボアズが言った親戚の人が通り過ぎようとした人は町の門のところへ上っていって、そこにすわった。 死んだ者の名を起してその嗣業を伝えなけれ それをあがなう人は、 あがなってください。 あなたのほかにはな わたしに 、ここに 彼らが

起してその嗣業を伝え、死んだ者の名がその一族から、またそも買って、わたしの妻としました。これはあの死んだ者の名をも買って、わたしの妻としました。これはあの死んだ者の名を とマロンのすべての物をナオミの手から買いとった事の証人たは、きょう、わたしがエリメレクのすべての物およびキリオン 人は、自分のくつを脱いで、相手の人に渡した。これがイスラエジャー・ロボネ ベツレヘムで名を揚げられますように。三どうぞ、 りのようにされますよう。どうぞ、あなたがエフラタで富を得、 がたは、その証人です」。こ すると門にいたすべての民と長 老の郷里の門から断絶しないようにするためです。 きょうあなた です。10またわたしはマロンの妻であったモアブの女ルツを だので、ヵボアズは長老たちとすべての民に言った、「あなたが い「あなたが自分であがないなさい」と言って、そのくつを脱 ルでの証明の方法であった。<そこで親戚の人がボアズにむ 万事を決定する時のならわしはこうであった。すなわち、 しイスラエルでは、 てください。 業をそこないます。 はあがなうことができません。 マルがユダに産んだペレヅの家のようになりますように」。 い女によってあなたに賜わる子供により、あなたの家が、かい女によってあなたに賜わる子供により、あなたの家が、か 家にはいる女を、イスラエルの家をたてたラケルとレアのふたい。 たちは言った、「わたしたちは証人です。 の郷里の門から断絶しないようにするためです。 わたしはあがなうことができませんから」。セむか あなたがわたしに代って、 物をあがなう事と、 そんなことをすれば自分 どうぞ、主があなたの 権利の譲渡について、 自分であがなっ 分がの その のタ

からボアズが生れ、 ビデの父であるエッサイの父となった。「ハさてペレヅの子孫た」と言って、彼に名をつけ、その名をオベデと呼んだ。彼はダ のですから」。「<そこでナオミはその子をとり、ふところに置愛するあなたの嫁、七人のむすこにもまさる彼女が彼を産んだ! ルのうちに高く揚げられますように。 エff 彼はあなたのいのちの近親をお授けになりました。どうぞ、その子の名がイスラエ らナションが生れ、ナションからサルモンが生れ、ミサルモンからラムが生れ、ラムからアミナダブが生れ、このアミナダブか を新たにし、 むべきかな、主はあなたを見捨てずに、きょう、あなたにひとり の子を産んだ。「四そのとき、女たちはナオミに言った、「主はほ いった。 は次のとおりである。ペレヅからヘヅロンが生れ、「ヵヘヅロン いった。主は彼女をみごもらせられたので、彼女はひとりの男」。 こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところにはの。 こうしてボアズはルツをめとって妻とし、彼女のところには ツサイが生れ、 養い育てた。」も近所の女たちは「ナオミに男の子が生れや」ない。 あなたの老年を養う者となるでしょう。 エッサイからダビデが生れた。 ボアズからオベデが生れ、三オベデから あなたを

# サムエル記上

### 第一章

いたが、彼女には、ただ一つの分け前を与えるだけであった。 主娘にはみな、その分け前を与えた。 π エルカナはハンナを愛している。 が主の宮に上るごとに、ペニンナは彼女を悩ましたので、ハンナ恨ませようとした。ょこうして年は暮れ、年は明けたが、ハンナの妻は、ひどく彼女を悩まして、主がその胎を閉ざされたことをのます。 がその胎を閉ざされたからである。キ、また彼女を憎んでいる他がその胎を閉ざされたからである。ホ、また彼女を憎んでいる他にない。彼女には、ただ一つの分け前を与えるだけであった。 主 三この人は年ごとに、その町からシロに上っていって、万軍の主 はなくん しゅ た。四エルカナは、犠牲をささげる日、妻ペニンナとそのむすこ を拝し、主に犠牲をささげるのを常とした。シロには、エリのふ といい、ひとりの名はペニンナといった。ペニンナには子ども る。ニエルカナには、ふたりの妻があって、ひとりの名はハンナ の人があった。エフライムびとで、エロハムの子であった。 - エフライムの山地のラマタイム・ゾピムに、エルカナという名 があったが、ハンナには子どもがなかった。 た、「ハンナよ、なぜ泣くのか。なぜ食べないのか。どうして心 は泣いて食べることもしなかった。^ 夫 エルカナは彼女に言っ たりの子、ホフニとピネハスとがいて、主に仕える祭司であっ ロハムはエリウの子、エリウはトフの子、トフはツフの子であ エ

そして誓いを立てて言った、「万軍の主よ、まことに、はしためそして誓いを立てて言った、「万軍の主よ、はげしく泣いた。この時、祭司エリは主ゅの神殿の柱のかたわらの座にすわっていた。の時、祭司エリは主ゅの神殿のはのかとわらの座にすわっていた。でからのではないか」。

の悩みをかえりみ、わたしを覚え、はしためを忘れずに、はした

の名をサムエルと名づけた。 
の名をサムエルと名づけた。

間きとどけられました。「、それゆえ、わたしもこの子を主にさいって、あなたの前で、主に祈ったが、まなどうか主がその言われたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、その子に乳をのませ、乳離れするのを待っていたが、これたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、その子に乳をのませ、乳離れするのを待っていたが、これたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、その子に乳をのませ、乳離れするのを待っていたが、これたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、その子に乳をのませ、乳離れするのを待っていたが、これたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、その子に乳をのませ、乳離れするのを待っていたが、これたことを実現してくださるように」。こうしてその女はとどまって、あなたは生きておられます。わたしは、かつてここにが君よ、あなたは生きておられます。わたしは、かつてここにか君よ、あなたは生きておられます。わたしは、かつてここになって、あなたの前で、主に祈った女です。これの子を与えてくださいと、わたしは祈りましたが、主はわたしの求めた願いをくださいと、わたしは祈りましたが、主はわたしの求めた願いをくださいと、わたしは祈りましたが、主はわたしの求めた願いをくださいと、わたしは祈りましたが、主はわたしの求めた願いをくださいと、わたしは祈りましたが、主はわたしの求めた願いをくださいと、わたしなが、主はわたしの求めた願いをくださいと、わたしは、かつてここになっている。「、それゆえ、わたしもこの子を主にさ

そして彼らはそこで主を礼拝した。さげます。この子は一生のあいだ主にささげたものです」。

### 第二章

ニエルカナはラマにある家に帰ったが、幼な子は祭司エリ 三さて、エリの子らは、よこしまな人々で、主を恐れなかった。 にいて主に仕えた。 民のささげ物についての祭司のならわしはこうである。 その柱 人は力をもって勝つことができないからである。しかし悪いものどもは暗黒のうちに滅びる。 <貧しい者を、ちりのなかから立ちあがらせ、 セ主は貧しくし、また富ませ、 とのである。 陰府にくだし、また上げられ n主は殺し、また生かし 地のはてまでもさばき、王に力を与え、
りのはてまでもさばき、このはない。 主は彼らにむかって天から雷をとどろかし、 ヵ主はその聖徒たちの足を守られる 低くし、また高くされる。 油そそがれた者の力を強くされるであろう」。 の上に、世界をすえられたからである。 あくたのなかから引き上げて、 0 前え

が犠牲をささげる時、その肉を煮る間に、祭司のしもべは、みつが、いか、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたのでがあった。この人々が主の代さい」と言うと、しもせましょう。その後ほしいだけ取ってください」と言うと、しもせましょう。その後ほしいだけ取ってください」と言うと、しもせましょう。その後ほしいだけ取ってください」と言うと、しもで、がは、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、では、「いや、今もらいたい。くれないなら、わたしは力づくで、それを取ろう」と言う。「もこのように、その若者たちの罪は、主でいまった。」

多くの子をもつ女は孤独となる。

て、三人の男の子とふたりの女の子を産んだ。わらベサムエルニ こうして主がハンナを顧みられたので、ハンナはみごもっ

は主の前で育った。

ここ エリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに年をとった。そしてその子らがイスラエニニエリはひじょうに

愛せられた。 これわらべサムエルは育っていき、主にも、人々にも、ますますこれわらべサムエルは育っていき、主にも、人々にも、ますます

かちそのふたりは失こ前がし…… 起ることが、あなたのためにそのしるしとなるであろう。すな起ることが、あなたのためにそのしるしとなるであろう。 雪 あなたのふたりの子ホフニとピネハスの身にぬであろう。 雪 あなたのふたりの子ホフニとピネハスの身に 心と思いとに従って行うであろう。わたしはその家を確立 自分のために、ひとりの忠実な祭司を起す。その人はわたしのじょく ちゅうじっ せいしょり ひとわちそのふたりは共に同じ日に死ぬであろう。三五わたしは ろう。あなたの家には永久に年老いた者がいなくなるであろて、イスラエルに与えられるもろもろの繁栄を、ねたみ見るであ者をなくするであろう。三そのとき、あなたは災のうちにあっなたの力と、あなたの父の家の力を断ち、あなたの家に年老いたなたのから、 よう。 ないであろう。彼は残されてその目を泣きはらし、心を痛める う。 ||| しかしあなたの一族のひとりを、わたしの祭壇から断た た』。しかし今、主は仰せられる、『決してそうはしない。わたし たの父の家とは、永久にわたしの前に歩むであろう」と言った。 も良き部分をもって自分を肥やすのか』。 三〇 それゆえイスラエ もって見るのか。 るであろう。≡ 見よ、日が来るであろう。その日、 を尊ぶ者を、わたしは尊び、わたしを卑しめる者は、軽んぜられたらといる。 ルの神、主は仰せられる、『わたしはかつて、「あなたの家とあな ■<そしてあなたの家で生き残っている人々はみなきて、 わたしの民イスラエルのささげるもろもろの供え物 その人はわたしが油そそいだ者の前につねに歩むであろ またなにゆえ、 わたしよりも自分の子らを尊 わたしはあ

てください」と言うであろう』」。 職の一つに任じ、一口のパンでも食べることができるようにしに一枚の銀と一個のパンを請い求め、「どうぞ、わたしを祭司のに一枚の銭と一個のパンを請い求め、「どうぞ、わたしを祭司の

### 第三章

こさてエリは、しだいに目がかすんで、見ることができなくないた。大のとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自分のへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えり、そのとき自がのへやで寝ていた。三神のともしびはまだ消えがになりました。わたしは呼ばない。帰って寝なさい」。彼は行って寝た。木主はまたかさねて「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。た。木主はまたかさねて「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれた。ため、わたしは呼ばない。もう一度寝なさい」。なは行って寝まを知らず、主の言葉がまだ彼に現されなかった。へ主はまたがお呼びになりました。わたしは、ここにおります」。 エリは言った、「子よ、わたしは、ここにおります」。 エリは言った、「子は、わたしは、ここにおります」。 エリは言った、「子は、わたしは、ここにおります」。 エリは言った、「子は、わたしは、ここにおります」。 エリはまだいまが、中のもとになりました。わたしは、ここわらベサムエルを呼ばれたので、サムエルは起きてエリのもとというでは、ここにおります。

た。 というでは、エリは主がわらべを呼ばれたのであるこにおります」。その時、エリは主がわらべを呼ばれたら、『しもべは聞きます。 主よ、おことを悟った。ヵそしてエリはサムエルに言った、「行って寝なこにおります」。その時、エリは主がわらべを呼ばれたのである

| m サムエルは朝まで寝て、主の宮の戸をあけたが、サムエルは が神をけがしているのに、彼がそれをとめなかったからである。悪事のゆえに、その家を永久に罰することを告げる。その子らぁくじ なったのか。隠さず話してください。もしお告げになったこと 「はい、ここにおります」。「モエリは言った、「何事をお告げに その幻のことをエリに語るのを恐れた。「^しかしエリはサム く、エリに行うであろう。こわたしはエリに、彼が知っている エリの家について話したことを、はじめから終りまでことごと 耳が二つとも鳴るであろう。三その日には、わたしが、繋ぎ はイスラエルのうちに一つの事をする。 ださい」。こその時、主はサムエルに言われた、「見よ、 ばれたので、サムエルは言った、「しもべは聞きます。 □○主はきて立ち、前のように、「サムエルよ、サムエルよ」と呼ばれる。 を一つでも隠して、わたしに言わないならば、どうぞ神があなた エルを呼んで言った、「わが子サムエルよ」。サムエルは言った、 や供え物をもってしても、永久にあがなわれないであろう」。 それを聞く者はみな、 お話しく かつて わたし

れるように」。
「それは主である。どうぞ主が、良いと思うことを行わった、「それは主である。どうぞ主が、良いと思うことを行わるの事をことごとく話して、何も彼に隠さなかった。エリはを罰し、さらに重く罰せられるように」。「<そこでサムエルは、

「カリムエルはそだ。 「カリムエルは存っていった。主が彼と共におられて、その言葉 に及んだ。

### 第四章

ロへ行って主の契約の箱をここへ携えてくることにしよう。そいのほとりに陣をしき、ペリシテびとはパスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはペリシテびとの前に敗れ、ペ戦うに及んで、イスラエルびとはポー人を殺した。三民がリシテびとは戦場において、おおよそ四千人を殺した。三民がリシテびとは戦場において、おおよそ四千人を殺した。三民がリシテびとは戦場にあれ、ペポーイスラエルびとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネーイスラエルびとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネーイスラエルびとは出てペリシテびとと戦おうとして、エベネー

に、その所にいた。 の時エリのふたりの子、ホフニとピネハスは神の契約の箱と共おられる万軍の主の契約の箱を、そこから携えてこさせた。そおられる万軍の主の契約の箱を、そこから携えてこさせた。そう」。M そこで民は人をシロにつかわし、ケルビムの上に座してう」。M そこで民は人をシロにつかわし、ケルビムの上に座してして主をわれわれのうちに迎えて、敵の手から救っていただこ

れることはありません。

男の子が生れました」。

しか

とし彼女は

せを聞いたとき、

いる時、世話をしていた女が彼女に言った、「恐いをとう」という。この彼女になっている。この彼女に痛が起り身をかがめて子を産んだ。この彼女という。また。

死にかかっている時、

戦場からのがれたのです」。エリは言った、「わが子よ、はエリに言った、「わたしは戦場からきたものです。 ち、首を折って死んだ。老いて身が重かったからである。彼のを言ったとき、エリはその座から、あおむけに門のかたわらに落ま ネハスも死に、神の箱は奪われました」。「<彼が神の箱のことにはまた多くの戦死者があり、あなたのふたりの子、ホフニとピ たが、神の箱が奪われたこと、しゅうとと夫が死んだというしらえ、彼の嫁、 ピネハスの妻はみごもって出 産の時が近づいていかれ、\*\*\*\* どうであったか」。「もしらせをもたらしたその人は答えて言っ 八歳で、その目は固まって見ることができなかった。「<その人」 リはその叫び声を聞いて言った、「この騒ぎ声は何か」。その人 としている。 その心に神の箱の事を気づかっていたからである。その人が町できょう。 は道のかたわらにある自分の座にすわって待ちかまえていた。 は急いでエリの所へきてエリに告げた。「nその時エリは にはいって、 ニその イスラエルをさばいたのは四十年であった。 た、「イスラエルびとは、ペリシテびとの前から逃げ、Էのうち 日ひとりのベニヤミンびとが、衣服を裂き、 戦場から走ってシロにきた。 □ 彼が着いたとき、 情報をつたえたので、町はこぞって叫んだ。 エリは言った、「わが子よ、様子は 頭に土をか きょう 一四工 エリ 九十

### 第五章

た。セアシドドの人々は、このありさまを見て言った、「イスラエをもってアシドドとその領域の人々を恐れさせ、 また悩まされをもって主の手はアシドドびとの上にきびしく臨み、 主は腫物

た。10そこで人々は神の箱をエクロンに送ったが、神の箱がエ老 若を問わず町の人々を撃たれたので、彼らの身に腫物ができすと、主の手がその町に臨み、非常な騒ぎが起った。そしてすと、主の手がその町に臨み、非常な騒ぎが起った。そしてすと、コンプログランでは、 君たちを集めて言った、「イスラエルの神の箱をどうしましょからである」。<そこで彼らは人をつかわして、ペリシテびとのからである」。< 送り出して、もとの所に返し、われわれと民を滅ぼすことのます。
といるかえが、といるないでは、これでは、これの神のシテびとの君たちをみな集めて言った、「イスラエルの神のかみ ようにしよう」。 ,人は腫物をもって撃たれ、町の叫びは天に達した。で、「はれものです。」。 まき まき でん たっそこには神の手が非常にきびしく臨んでいたので、 手で 彼らは言った、「イスラエルの神の箱はガテに移そう」。 0) れわれと、われわれの神ダゴンの上にきびしく臨むので 恐ろしい騒ぎが町中に起っていたからであ われの エクロンの人々は叫んで言った、「彼らがイ 所に、とどめ置 いてはならな われわれと民なる Ξ 行の箱を ない そ Ō

ず

oとは、 主ゅ  $\mathcal{O}$ 箱は 祭司や占い師を呼んで言った、「イスラエルばいしょうな しょいしょうな は七か月の間 ペリシテびとの地にあった。 ニペリシテ 0) 神み の箱を

T

作り勿・ その車に載せ、t その車に載せ、t 牛を乳 牛から離して家に連れ帰り、<主の箱をとって、ました。」 はない乳 牛 二頭をとり、その牛を車につなぎ、そのおのおにゅうぎゅう とう と、地を荒すねずみの像を造り、イスラエルの神に栄光を帰すると、地を荒すねずみの像を造り、イスラエルの神に栄光を帰するだ災は一つだからである。 まそれゆえ、 あなたがたの腫物の像と金のねずみ五つである。 あなたがたすべてと、 君たちに臨んと金のねずみ五つである。 あなたがたすべてと、 君たちに臨んとかいて、 金の腫れるのである。 あなたがには何をしましょうか」。 彼らは答れわれが償うとがの供え物には何をしましょうか」。 彼らは答れわれが償うとがの供え物には何をしましょうか」。 彼らは答れ それゆえ今、新しい車 一両を造り、まだくびきを付けたことのを悩ましたので、彼らは民を行かせ、民は去ったではないか。ょくなにしたように、自分の心をかたくなにするのか。神が彼らくなにしたように、じょんしょ あなたがたの地に、その手を加えることを軽くされるであろう。 の箱を送り返す時には、それをむなしく返してはならない。 せばよいか告げてください」。三彼らは言った、「イスラエ どうしましょうか。 ならば、たぶん彼は、あなたがた、およびあなたがたの神々と、 なにゆえ、 トれば、あなたがたはいやされ、また彼の手がなぜあなたがたを、彼にとがの供え物をもって償いをしなければならない。そう。ポー 物を一つの箱におさめてそのかたわらに置き、それを送った。 せなさい。 あなたがたはエジプトびととパロがその あなたがたがとがの供え物として彼に償う金の離して家に連れ帰り、^ 主の箱をとって、それを ヵそして見ていて、 どの ようにして、 それが自分の領地 それをもとの の所へ送りば 神が彼ら おのの 子ご

六

う」。
のは彼の手ではなく、その事の偶然であったことを知るであろのは彼の手ではなく、その事の偶然であったことを知るであろしたのは彼である。しかし、そうしない時は、われわれを撃ったを、ベテシメシへ上るならば、この大いなる災を、われわれに下を、ベテシメシへ上るならば、この大いなる災を、われわれに下

で、ベテシメシびとヨシュアの畑にあって、あかしとなっていて、ベテシメシびとヨシュアの畑にあった大石は、今日にいたるままたちに属するペリシテびとの町の数にしたがって造った。主君たちに属するペリシテびとの町の数にしたがって造った。主君たちに属するペリシテびとの町の数にしたがって造った。主君たちに属するペリシテびとの町の数にしたがって造った。主君たちに属するペリシテびとの町の数にしたがって造った。エクロンのために一つであった。「<また金のねずみは、城壁をエクロンのために一つであった。」<また金のねずみは、城壁を

る。

#### 第七章

まって、二十年を経た。イスラエルの全家は主を慕って嘆いた。主の箱を守らせた。ニその箱は久しくキリアテ・ヤリムにとどって、まり、まり、は、は、まり、は、なり、これでは、まて、主の箱を携え上り、丘の上・キリアテ・ヤリムの人々は、きて、主の箱を携え上り、ほの上・キリアテ・ヤリムの人々は、きて、主の箱を携え上り、は、られて、土の箱を携え上り、は、られて、土の箱を携え上り、は、いたの上・キリアテ・ヤリムの人々は、きて、上の箱を携え上り、は、いたの上・キリアテ・ヤリムの人々は、きて、上の箱を携え上り、は、いた

ペリシテびとの手から救い出されるであろう」。四そこでイスラにのみ仕えなければならない。そうすれば、主はあなたがたを えた。 ■ その時サムエルはイスラエルの全家に告げていった、「もし、 ぜんか っ シタロテを、 エルの人々はバアルとアシタロテを捨て去り、ただ主にのみ仕ったのとでき あなたがたが一心に主に立ち返るのであれば、ほかの神々とア 、あなたがたのうちから捨て去り、心を主に向け、主

全き燔祭として主にささげた。そしてサムエルはイスラエルのサックポーピ は、センピ イスラエルの人々のミヅパに集まったことがペリシテびとに聞犯した」。サムエルはミヅパでイスラエルの人々をさばいた。セその日、断食してその所で言った、「われわれは主に対して罪をその日、だらき う」。<人々はミヅパに集まり、水をくんでそれを主の前に注ぎ、 サムエルはまた言った、「イスラエルびとを、ことごとくミヅ 燔祭をささげていた時、 しょう」。ヵそこでサムエルは乳を飲む小羊一頭をとり、 すれば主がペリシテびとの手からわれわれを救い出されるで <そしてイスラエルの人々はサムエルに言った、「われわれのた パに集めなさい。わたしはあなたがたのために主に祈りましょ ために主に叫んだので、主はこれに答えられた。このサムエルが えたので、ペリシテびとの君たちは、イスラエルに攻め上ってき われわれの神、主に叫ぶことを、やめないでください。そう イスラエルの人々はそれを聞いて、ペリシテびとを恐れた。 ペリシテびとはイスラエルと戦おうと これを

> 出てペリシテびとを追い、これを撃って、ベテカルの下まで行っていいとの前に敗れて逃げた。ニーイスラエルの人々はミヅパを びとの上にとどろかせて、彼らを乱されたので、彼らはイスラエ して近づいてきた。しかし主はその日、 大いなる雷をペリシテ

間には平和があった。びとの手から取りかえした。 エルの一生の間、主の手が、ペリシテびとを防いだ。「四ペリシ征服され、ふたたびイスラエルの領地に、はいらなかった。サムの名をエベネゼルと名づけた。」』こうしてペリシテびとはの名 こその時サムエルは一つの石をとってミヅパとエシャナのよう テびとがイスラエルから取った町々は、エクロンからガテまで、 にすえ、「主は今に至るまでわれわれを助けられた」と言って、そ た。 イスラエルにかえり、イスラエルはその周囲の地をもペリシテ サムエルは一 生の間 イスラエルをさばいた。 🛪 年ごとに またイスラエルとアモリびととの

所々でイスラエルをさばき、モラマに帰った。そこに彼の家とのできる。 サムエルはベテルとギルガル、およびミヅパを巡って、その \_ ∄ たそこで主に祭壇を築いた。 があったからである。その所でも彼はイスラエルをさばき、

サ

子らは父の道を歩まないで、利にむかい、まいないを取って、さら、彼らはベエルシバでさばきづかさであった。mしかしそのた。 盆 ばきを曲げた。 とした。ニ長子の名はヨエルとい サムエ 「ルは年老いて、その子らをイスラエルのさばきづか」 V, 次の子の名はアビヤと言っ Ë

四この時、 聞いて、サムエルは喜ばなかった。そしてサムエルが主に祈るらが、「われわれをさばく王を、われわれに与えよ」と言うのを しにしたように、あなたにもしているのである。ヵ今その声に聞うまで、わたしを捨ててほかの神々に仕え、さまざまの事をわた ある。<彼らは、わたしがエジプトから連れ上った日から、きょしを捨てて、彼らの上にわたしが王であることを認めないので 声に聞き従いなさい。彼らが捨てるのはあなたではなく、 と、セ主はサムエルに言われた、「民が、すべてあなたに言う所のと、セニュ ちはあなたの道を歩まない。今ほかの国々のように、 らわしを彼らに示さなければならない」。 き従いなさい。ただし、深く彼らを戒めて、彼らを治める王のなりなが、 しにしたように、あなたにもしているのである。 をさばく王を、 ムエルのもとにきて、エ言った、「あなたは年老い、あなたの子た イスラエルの長老たちはみな集まってラマにおるサ ルは王を立てることを求める民に主の言葉をことご われわれのために立ててください」。^しかし <sup>さしかし彼れ</sup>、われわれ わた

> 入れ、 がたは自分のために選んだ王のゆえに呼ばわるであろう。しかなたがたは、その奴隷となるであろう。「^そしてその日あなた の奴隷および、あなたがたの最も良い牛とろばを取って、自分のを取って、その役人と家来に与え、「^また、あなたがたの男女 料理をする者とし、パンを焼く者とするであろう。「罒また、ろう。」=また、あなたがたの娘を取って、香をつくる者と ために働かせ、「セまた、あなたがたの羊の十分の一を取り、 の家来に与え、「ヨあなたがたの穀物と、ぶどう畑の、十分の一 なたがたの畑とぶどう畑とオリブ畑の最も良い物を取って、そなたがたの畑とぶどう畑とオリブ畑の最も良い物を取って、そ その作物を刈らせ、 またそれを千人の長、五十人の長に任じ、 し主はその日にあなたがたに答えられないであろう」。 のとおりである。 とく告げて、こ言った、「あなたがたを治める王 I= また、あなたがたの娘を取って、 騎兵とし、自分の戦車の前に走らせるであろう。|- 彼はきくい しょく せんしゃ まぇ せしかれのりである。彼はあなたがたのむすこを取って、戦車隊にいりである。タホヒ またその武器と戦車の装備を造らせるであ またその地を耕させ、 香をつくる者とし、 のならわしは 戦車隊に

立てよ」。サムエルよくく・・・ノーでやでした。サムエルに言われた、「彼らの声に聞き従い、サムエルに言われた、「彼らの声に聞き従い、 民の言葉をことごとく聞いて、それを主の耳に告げた。三 主は率いて、われわれの戦いにたたかうのである」。三 サムエルはずい いかれかれの戦いになり、王がわれわれをさばき、われわれをれも他の国々のようになり、王がわれわれをさばき、われわれを 「いいえ、われわれを治める王がなければならない。このわれわれところが民はサムエルの声に聞き従うことを拒んで言った、 サムエルはイスラエルの人々に言った、 彼らのために王がれ 「あなたが

は、めいめいその町に帰りなさい」。

#### 第九章

も肩から上、背が高かった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。 ・さて、ベニヤミンの人で、キシという名の裕福な人があった。

■ サウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。そこでキショ サウルの父キシの数頭のろばがいなくなった。

た旅のことについて何か示されるでしょう」。セサウルはしもべたが、います。その所へ行きましょう。われわれの出てきずい配するだろう」。木ところが、しもべは言った、「この町にはを心配するだろう」。木ところが、しもべは言った、「この町にはを心配するだろう」。大きという。 くらと ひとれいしまった、「さあ、帰ろう。父は、ろばのことよりも、われわれのことた。「さあ、帰ろう。父は、ろばのことよりも、われわれのことをいる。

できた。「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈ろうか。 袋に言った、「しかし行くのである。――「o サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――「o サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――「o サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――「o サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――「o サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――「o サウルはそのしもべた見者といわれていたのである。――「o サウルはそのしもべたしました。「それは良い。さあ、行こう」。 こうして彼らは、神のたった。「されは良い。さあ、行こう」。 こうして彼らは、神のたった。「されは良い。さあ、行こう」。 こうして彼らは、神の人に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈えるか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈えるか。 袋に言った、「しかし行くのであれば、その人に何を贈えるか。 袋に

あなたがたは、町にはいるとすぐ、あのかたが高き所に上って犠牲をささげるので、たった今、町にこられたところです。 三させい、この先です。急いで行きなさい。民がきょう高き所でさい、この紫 食事される前に会えるでしょう。民はそのかたがこられるまであなたがたは、町にはいるとすぐ、あのかたが高き所に上ってあ こ被らは町へ行く坂を上っている時、 会えるでしょう」。「四こうして彼らは町に上っていった。また人々が食事をするのです。さあ、上っていきなさい。す られますか」。三おとめたちは答えた、「おられます。 ら て は食事をしません。 おとめたちに出会ったので、彼らに言った、「先見者はここにお の 町の中に、はいろうとした時、 ほうに向かって出てきた。 サムエルは高き所に上るため 水をくむために出 招<sup>素</sup> かれ てくる そし

に行って、高き所に上りなさい。あなたがたは、きょう、わたしエルはサウルに答えた、「わたしがその先見者です。 わたしの前、たりとというですか。 どうか教えてください」。 エヵ サムー \*\*\*\* ムエルがサウルを見た時、主は言われた、「見よ、わたしの言っわたしに届き、わたしがその悩みを顧みるからである」。「モサ イスラエルのうちの最も小さい部族のベニヤミンびとであっ と一緒に食事しなさい。 ペリシテびとの手から救い出すであろう。 ひとりの人をつかわすであろう。 れた、「「あすの今ごろ、 のものですか。それはあなたのもの、 もよろしい。 なったあなたのろばは、 なたの心にあることをみな示しましょう。 10 三日前に、 たのはこの人である。この人がわたしの民を治めるであろう」。 | 〒さてサウルが来る一日前に、主はサムエルの耳に告げて言わ ^^ そのときサウルは、門の中でサムエルに近づいて言った、 ではありませんか。どうしてあなたは、 '人のものではありませんか」。三 サウルは答えた、「わたしは に言わ わたしの一 わたしの民イスラエルの君としなさい。 れるのですか」。 しかしイスラエルのすべての望ましきものはだれ 族はまたベニヤミンのどの一族よりも卑し 双い出すであろう。わたしの民の叫びがれれの君としなさい。彼はわたしの民をエルの君としなさい。彼はわたしの民をなってあろう。あなたはその人に油を注いる、あなたの所に、ベニヤミンの地から、 もはや見つかったので心にかけなくて わたしはあすの朝あなたを帰らせ、 あなたの父の家のすべて そのようなことをわ いなく あ がった。 た、「起きなさい。

こうしてサウルはその日サムエルと一緒に食事をした。これ 客人たちと一緒に食事ができるように、この時まで、あなたの前に置かれています。召しあがってください。あなたの前に置かれています。召しあがってください。あなてサムエルは言った、「ごらんなさい。取っておいた物が、 にと言っておいた分を持ってきなさい」。三四料理人は、ももとエルは料理人に言った、「あなたに渡して、取りのけておくよう」。 て夜明けになって、 して彼らが高き所を下って町にはいった時、 ために取っておいたものです」。 その上の部分を取り上げて、それをサウルの前に置いた。 三サムエルはサウルとそのしもべを導いて、へやにはいり、 れた三十人ほどのうちの上座にすわらせた。 三 そしてサム あなたをお送りします」。サウルは起き上サムエルは屋上のサウルに呼ばわって言っ 6、共に外に出た。一。サウルは起き上 あなたが あなたの そし そ

か

なたのしもべに先に行くように言いなさい。しもべが先に行っこせ彼らが町はずれに下った時、サムエルはサウルに言った、「あ 言葉を知らせましょう」。 たら、あなたは、 しばらくここに立ちとどまってください。

そしてサウルとサムエルのふたりは、

### 第一〇章

油を注いで、その嗣業の君とされたことの、しるしは次のとおいる。またで、ことがある。ことの、できない。主があなたに周囲の敵の手から彼らを救わなければならない。主があなたにいの君とされたではありませんか。あなたは主の民を治め、ルの君とされたではありませんか。あなたは主の民を治め、 せて、預言しながら高き所から降りてくる一群の預言者に会うて、町にはいる時、立琴、手鼓、笛、琴を執る人々を先に行かりシテびとの守備兵のいる所である。あなたはその所へ行っりシテびとの守備兵のいるがである。あなたはその所へ行っればならない。虽その後、あなたは神のギベアへ行く。そこはぺればならない。虽その後、あなたは神のギベアへ行く。そこはぺればならない。 - その時: うとする三人の者に会うでしょう。ひとりは三頭の子やぎを連ボルのかしの木の所へ行くと、そこでベテルに上って神を拝も 皮袋一つを携えている。m彼らはあなたにあいさつし、二つのタャロッシッペトーサット たサット れ、ひとりは三つのパンを携え、ひとりは、ぶどう酒のはいった りの人に会うでしょう。そして彼らはあなたに言います、『あな ニヤミンの領地のゼルザにあるラケルの墓のかたわらで、 口づけして言った、「主はあなたに油を注いで、その民イスラエジュ パンをくれるでしょう。あなたはそれを、その手から受けなけ う」と言っておられます』。
三あなたが、そこからなお進んで、タ たが捜しに行かれたろばは見つかりました。いま父上は、ろば りです。ニあなたがきょう、わたしを離れて、去って行くとき、ベ よりもあなたがたの事を心配して、「わが子のことは、どうしよ けん エルは油のびんを取って、サウルの頭に注ぎ、 ふた 彼れ に

でしょう。<br/>
、その時、上の霊があなたの上にもはげしく下って、<br/>
ないしょう。<br/>
たりしだいになんでもしなさい。神があなたと一緒におられるたりしだいになんでもしなさい。神があなたと一緒におられるからです。<br/>
へあなたはわたしに先立ってギルガルに下らなければならない。<br/>
わたしはあなたの身に起ったならば、あなたは手当ばならない。<br/>
わたしはあなたのもとに下っていって、<br/>
「はならない。<br/>
がらです。<br/>
へあなたはわたしに先立って新しい人となるでしょう。<br/>
ない。<br/>
がらです。<br/>
へあなたはわたしに先立って新しい人となるでしょう。<br/>
ない。<br/>
がらずればならない事をあなたに示すまで、七日の<br/>
でしょう。<br/>
なるだりしていって、<br/>
「はならない」<br/>
をはならない。<br/>
があなたのもとに下っていって、<br/>
「はならない」<br/>
をはならない。<br/>
があなたのしなければならない」<br/>
のしなければならない」<br/>
のしょう。<br/>
ないまでしょう。<br/>
のしまり、<br/>
があなたのしなければならない。<br/>
ないまでしょう。<br/>
ないまでしょう。<br/>
のもとに下っていって、<br/>
「はならない」<br/>
ないまで、<br/>
はならない。<br/>
ないまで、<br/>
はならない。<br/>
ないまで、<br/>
はならない。<br/>
ないまで、<br/>
はならない。<br/>
ないまで、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまで、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまで、<br/>
ないまで、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>
ないまでは、<br/>

れりついが世をかえしてサムエルを離れたとき、神は彼に新した。こ もとからサウルを知っていた人々はみな、サウルが震言者たちと共に預言するのを見て互に言った、「キシの子に預言者たちと共に預言するのを見て互に言った、「キシの子に預言者たちと共に預言するのを見て互に言った、「キシの子に強い」。こ その所のひとりの者が答えた、「彼らの父はだれなのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいて預言した。こ その所のひとりの者が答えた、「彼らの父はだれなのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者たちのうちにいるのか」。それで「サウルもまた預言者とりの人は彼らの父はだれなのか」。それで「サウルもまた預言者とりの人は彼らの父はだれなのか」。それで「サウルもまた預言者とりの人は彼らの父はだれなのか」。それで「サウルもまた預言者とりの人は彼らの父はだれなのか」。それで「サウルもまた預言者とりの人は彼らとして、音声が入行った。」

たは、どこへ行ったのか」。サウルは言った、「ろばを捜しにいっ」のサウルのおじが、サウルとそのしもべとに言った、「あなたが

なかった。 なかった。 「ろばが見つかったと、はっきり、わたしたちに言いました」。 し言ったか、どうぞ話してください」。 - < サウルはおじに言った、た」。 - < サウルのおじは言った、「サムエルが、どんなことをたのですが、どこにもいないので、サムエルのもとに行きまし

か」と問うと、主は言われた、「彼は荷物の間に隠れている」。ニか」と問うと、主は言われた、「彼は荷物の間に隠れている」。ニかった。ニーそこでまた主に「その人はここにきているのですウルが、くじに当った。しかし人々が彼を捜した時、早シの子サくじに当り、マテリの氏族を人ごとに呼び寄せた時、キシの子サくじに当った。こーまたベニヤミンの部族が、くじに当った。ニーまたベニヤミンた時、ベニヤミンの部族が、くじに当った。ニーまたベニヤミンた時、ベニヤミンの部族が、くじに当った。ニーまたベニヤミンに呼び寄せた時、ベニヤミンの部族を呼び寄せいが、くじに当った。ニーまたベニヤミンにより、ベニヤミンの部族を呼び寄せいが、くじに当った。ニーまたベニヤミンにより、ベニヤミンの部族を呼び寄せいが、

これ その時サムエルは王国のならわしを民に語り、それを書にして、主の前におさめた。こうしてサムエルはすべての民をるして、主の前におさめた。こうしてサムエルはすべての民をこれぞれ家に帰らせた。これまな人々は「この男がどうしてわれた。これでから、ましかし、よこしまな人々は「この男がどうしてわれた。」というできない。こうしてサムエルはすべての民をのかった。しかしサウルは王国のならわしを民に語り、それを書にしなかった。しかしサウルは黙っていた。

# 第一一章

■ヤベシの長老たちは彼に言った、「われわれに七日の猶予を与契約を結ぼう。すなわち、わたしが、あなたがたすべての右の目契約を結ぼう。すなわち、わたしが、あなたがたすべての右の目とだっます。すなわち、わたしが、あなたがたすべての右の目をえぐり取って、全イスラエルをはずかしめるということだ」。というとより取って、全イスラエルをはずかしめるということだ」。というというではない。そうすればわれわれはあなたに仕えます」。こしかしアンモンびとナハシは上ってきて、ヤベシ・ギレアデを攻め囲っアンモンびとナハシは上ってきて、ヤベシ・ギレアデを攻め囲っアンモンびとナハシは上ってきて、ヤベシ・ギレアデを攻め囲っている。

で、民はみな声をあげて泣いた。で、民はみな声をあげて泣いた。で、民はみな声をあげて泣いた。この事を民の耳に告げたのそしてもしわれわれを救う者がない時は降伏します」。四こうしえ、イスラエルの全領土に使者を送ることを許してください。え、イスラエルの全領土に使者を送ることを許してください。

た。々彼は一くびきの牛をとり、それを切り裂き、使者の手に霊が激しく彼の上に臨んだので、彼の怒りははなはだしく燃えれ、は、は、かれ、うだ。それでいか、彼の怒りははなはだしく燃えべシの人々の事を告げた。<サウルがこの言葉を聞いた時、神のベシの人々の事を告げた。<サウルがこの言葉を聞いた時、神の は言った、「民が泣いているのは、どうしたのか」。人々は彼にヤェその時サウルは畑から牛のあとについてきた。そしてサウル に言った、「ヤベシ・ギレアデの人にこう言いなさい、『あす、日万、ユダの人々は三万であった。ヵそして人々は、きた使者たち 帰って、ヤベシの人々に告げたので、彼らは喜んだ。このそこでかる。なるころ、あなたがたは救を得るであろう』と」。使者があっ ハサウルはベゼクでそれを数えたが、イスラエルの人々は三十 サウルとサムエルとに従って出ない者は、その牛がこのように こ明くる日、サウルは民を三つの部隊に分け、 も、 されるであろう」。民は主を恐れて、ひとりのように出てきた。 よってイスラエルの全領土に送って言わせた、「だれであっても 陣営に攻め入り、日の暑くなるころまで、 ヤベシの人々は言った、「あす、われわれは降伏します。 あなたがたが良いと思うことを、われわれにしてください」。 生き残った者はちりぢりになって、 ふたり一緒にいるもの アンモンびとを殺し あかつきに敵の なんで

ここその時、民はサムエルに言った、「さきに、『サウルがどうしこ」その時、民はサムエルに言った、「さき、こうして民はみなりません」。「四そこでサムエルは民に言った、「さあ、ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを記とし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを主とし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを主とし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを主とし、酬恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルを主とし、別恩祭ギルガルへ行って、その所で主の前にサウルをとし、別恩祭されたの前にささげ、サウルとイスラエルの人々は皆、その所で大き主の前にささげ、サウルとイスラエルの人々は皆、その所で大き主の前にささげ、サウルとイスラエルの人々は皆、その所で大き主の前にささげ、サウルとイスラエルの人々は皆、その所で大き、というという。

# 第一二章

れる。 は言った、「あかしされます」。 んの不正をも見いださないことを、 ムエルは彼らに言った、「あなたがたが、わたしの手のうちに、な りません。また人の手から何も取ったことはありません」。゠ た、「あなたは、われわれを欺いたことも、しえたげたこともあ あれば、 いを取って、 その油そそがれた者も、きょうそれをあかしする」。彼ら わたしはそれを、 [分の目をくらましたか。 あなたがたに償おう」。四彼らは言っ 主はあなたがたにあかしさ もしそのようなことが サ

わ

たの先祖をエジプトの地から導き出された主が証人です。

せんぞ 、サムエルは民に言った、「モーセとアロンを立てて、 た。そこで彼らは、あなたがたの先祖をエジプトから導き出し先祖は主に呼ばわったので、主はモーセとアロンをつかわされせんで、」。 行って、エジプトびとが、彼らを、しえたげた時、あなたがたのいて、主の前に、あなたがたと論じよう。<ヤコブがエジプトにいて、主 て、この所に住まわせた。ヵしかし、彼らがその神、タネタ たとあなたがたの先祖のために行われたすべての救のわざにつ れゆえ、あなたがたは今、立ちなさい。わたしは主が、あなたが こで彼らがイスラエルを攻めたので、10 民は主に呼ばわって またペリシテびとの手とモアブの王の手にわたされ 主は彼らをハゾルの王ヤビンの軍の長シセラの手に渡りょうかれている。カしかし、彼らがその神、主を忘れたの所に住まわせた。カしかし、彼らがその神、主を忘れたのが、する した。今、われわれを敵の手から救い出してください。やれわれは主を捨て、バアルとアシタロテに仕えて、罪っかのない。 あなたが そ

> 聞き従い、主の戒めにそむかず、あなたがたも、あなたがたを治れた。「四もし、あなたがたが主を恐れ、主に仕えて、その声にがたが求めた王を見なさい。主はあなたがたの上に王を立てらい』と言った。「三それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたい』と言った。「三それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたい』と言った。「三それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたい』と言った。「三それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたい』と言った。「三それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたい』と言った。「三それゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたい』と言った。 の前に犯した罪の大いなることを見させ、また知らせられるでう。そのとき主は雷と雨を下して、あなたがたが王を求めて、主き、う。そのとき主は雷と雨を下して、あなたがたが王を求めて、主きとうは小麦刈の時ではないか。 わたしは主に呼ばわるであろきょうは「 日、雷と雨を下された。民は皆ひじょうに主とサムエの、かみなり あめ くだ たみ みな あろう」。 1 < そしてサムエルが主に呼ばわったので、 い』と言った。ここそれゆえ、今あなたがたの選んだ王、あなたたはわたしに、『いいえ、われわれを治める王がなければならな こところが、アンモンびとの王ナハシが攻めてくるのを見たと ら救い出されたので、あなたがたは安らかに住むことができた。 たがたの目の前で行われる、この大いなる事を見なさい。「セ そむくならば、主の手は、あなたがたとあなたがたの王を攻める める王も共に、あなたがたの神、 き、あなたがたの神、主があなたがたの王であるのに、あなたが であろう。「^それゆえ、今、あなたがたは立って、 エフタとサムエルをつかわして、 れ しかし、もしあなたがたが主の声に聞き従わず、主の戒めに われはあなたに仕えます』。こ主はエルバアルとバラクと 主に従うならば、それで良い。 あなたがたを周囲 の敵の手か エルとを恐った 主はその あな

— 五

民はみなサムエルに言った、 「しもべらのために、 あなた

れ

九

を恐れ、心をつくして、誠実に主に仕えなければならない。 た、わたしは、あなたがたのために祈ることをやめて主に罪を犯がたを自分の民とすることを良しとされるからである。 💷 ま 神、主に祈って、われわれの死なないようにしてください。 たがたは、このすべての悪をおこなった。しかし主に従うことました」。こ0サムエルは民に言った、「恐れることはない。あな なる名のゆえに、その民を捨てられないであろう。 主が、あなた て行ってはならない。それは、あなたがたを助けることも救う をやめず、心をつくして主に仕えなさい。三 むなしい物に迷っ われは、もろもろの罪を犯した上に、また王を求めて、悪を加え神、主に祈って、われわれの死なないようにしてください。 われ であろう」。 すことは、けっしてしないであろう。 こともできないむなしいものだからである。 三主は、その大い あなたがたに教えるであろう。三のあなたがたは、 。 1四 あなたがたは、ただ主わたしはまた良い、正しい そ

五

## 三音

さてサウルはイスラエルびと三千を選んだ。二千はサウルと サウルは三十歳で王の位につき、二年イスラエルを治めた。

> との守備兵を敗った。ペリシテびとはそのことを聞いた。そこの、その天幕に帰らせた。=ヨナタンは、ゲバにあるペリシテびの て、 とに憎まれるようになったことを聞いた。こうして民は召され テびとの守備兵を敗ったこと、そしてイスラエルがペリシテび 共にミクマシ、およびベテルの山地におり、一千はヨナタンと共 で、サウルは国中に、あまねく角笛を吹きならして言わせた、 にベニヤミンのギベアにいた。サウルはその他の民を、 ヘブルびとよ、聞け」。四イスラエルの人は皆、サウルがペリシ ギルガルのサウルのもとに集まった。 おのお

た。 ウルはなおギルガルにいて、民はみな、ふるえながら彼に従 に、岩に、墓に、ため池に身を隠した。ぉまた、あるヘブルびとは、ひどく圧迫され、味方が危くなったのを見て、ほら穴に、縦穴は、ひどく圧迫され、味方が危くなったのを見て、ほら穴に、縦穴 千、騎兵六千、民は浜べの砂のように多かった。彼らは上ってきょう。 紫 ない まま まま まま かい かい のぼ はヨルダンを渡って、ガドとギレアデの地へ行った。 て、ベテアベンの東のミクマシに陣を張った。^イスラエルびと ペリシテびとはイスラエルと戦うために集まった。 しかしサ 戦が

燔祭をささげ終ると、サムエルがきた。サウルはあいさつをしたます。 まって で持ってきなさい」。こうして彼は燔祭をささげた。 1○ そのに持ってきなさい」 行った。 ヵそこでサウルは言った、「燔祭と酬 恩祭をわたしの所 サムエルがギルガルにこなかったので、民は彼を離れて散って ハサウルは、 サムエルが定めたように、七日のあいだ待ったが、 ゼボイ

ムの谷を見おろす境の方に向かった。 ・たに、み、、まり、した。 一部隊はベテホロンの方に向かい、一

き、「<一部隊はベテホロンの方に向かい、一部隊は荒野の方のが出てきて、一部隊はオフラの方に向かって、シュアルの地に行が出てきて、一部隊はオフラの方に向かって、シュアルの地に行ったそしてペリシテびとの陣から三つの部隊にわかれた略奪隊

ンのゲバにおり、ペリシテびとはミクマシに陣を張っていた。こ \*サウルとその子ョナタン、ならびに、共にいる民は、ベニヤミ

知れないのに、わたしはまだ主の恵みを求めることをしていなリシテびとが今にも、ギルガルに下ってきて、わたしを襲うかも 自分の心にかなう人を求めて、その人に民の君となることを命じばんといる。 主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろりょう。またまでは、なが、主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、の神、しゅっと、 散って行き、あなたは定まった日のうちにこられないのに、ペリ う。国しかし今は、あなたの王国は続かないであろう。主は サウルは共にいる民を数えてみたが、おおよそ六百人あった。こ のギベアに上っていった。 ウルに言った、「あなたは愚かなことをした。 シテびとがミクマシに集まったのを見たので、三わたしは、 は何をしたのですか」。サウルは言った、「民はわたしを離れ る」。「πこうしてサムエルは立って、ギルガルからベニヤミン いと思い、やむを得ず燔祭をささげました」。「『サムエルはサ ようと、彼を迎えに出た。こ その時サムエルは言った、「あなた あなたが主の命じられた事を守らなかったからであ あなたは、 あなた ~ 7

> びとの先陣はミクマシの渡りに進み出た。 分の一シケルであった。三 それでこの戦いの日には、サウルおぶん ひのに刃をつけるのと、とげのあるむちを直すのは三 サウルとその子ヨナタンとがそれを持っていた。 III ペリシテ よびヨナタンと共にいた民の手には、つるぎもやりもなく、ただ の所へ下って行った。 三 すきざきと、くわのための料金は一ピ すきざき、くわ、おの、かまに刃をつけるときは、 い」と言ったからである。こっただしイスラエルの人は皆、 「n そのころ、イスラエルの地にはどこにも鉄工がい ペリシテびとが「ヘブルびとはつるぎも、やりも造ってはならな ペリシテびと なかった。 その

#### 第 兀

出かけることを知らなかった。『ヨトマノヾ・・・・ロにおいて主の祭司であったエリの子である。民はヨナタンが口において主の祭司であったエリの子である。民はヨナタンが 言った。しかしヨナタンは父には告げなかった。ニサウルはギやれわれは向こう側の、ペリシテびとの先陣へ渡って行こう」とったる日、サウルの子ヨナタンは、その武器を執る若者に「さあ、「ある日、サウルの子ョナタンは、その武器を執る方は、 ブはイカボデの兄弟、 いたが、共にいた民はおおよそ六百人であった。ョまたアヒヤは ベアのはずれで、ミグロンにある、ざくろの木の下にとどまって エポデを身に着けて共にいた。アヒヤはアヒトブの子、 イカボデはピネハスの子、ピネハスはシ アヒト

この割礼なき者どもの先陣へ渡って行こう。主がわれわれのたかれた。 われわれは上って行こう。主が彼らをわれわれの手に渡されるし、もし彼らが『われわれのところへ上ってこい』と言うならば、 渡っていって、彼らに身を現そう。πそして、もし彼らがわれわれ なさい。 ある」。t武器を執る者は彼に言った、「あなたの望みどおりにしい人をもって救うのも、主にとっては、なんの妨げもないからでいた。 スヨナタンはその武器を執る若者に言った、「さあ、 この先陣の人々はヨナタンと、その武器を執る者に叫んで言っまる。 は言った、「見よ、ヘブルびとが、隠れていた穴から出てくる」。 りはペリシテびとの先陣に、その身を現したので、ペリシテびと の場にとどまり、彼らの所に上っていかないであろう。10しか れに、『こちらから行くまで待て』と言うならば、われわれはそ す」。<ヨナタンはまた言った、「われわれは、 めに何か行われるであろう。多くの人をもって救うのも、 た、「われわれのところに上ってこい。目に、もの見せてくれよ からである。これをもってしるしとしよう」。 1 こうしてふた ヨナタンは、その武器を執る者に言った、「わたしのあとに わたしは一緒にいます。わたしはあなたと同じ心で あの人々の所に われ わ 少 な れ は、

のだ」。「三そしてヨナタンはよじ登り、武器を執る者もそのあのだ」。「三そしてヨナタンはよじ登り、武器を執る者もそのあとについて登った。ペリシテびとはヨナタンの前に倒れた。」 エキタンとその武器を執る者とが、手始めに殺したものは、おおよそ二十人であって、このことは一くびきの牛の耕す畑のおおよそ二十人であって、このことは一くびきの牛の耕す畑のおおよそ二十人であって、このことは一くびきの牛の耕す畑のおおよそ二十人であって、このことは一くびきの牛の耕す畑のおおよそ半分の内で行われた。「五そして陣営にいる者、野にいるおよそ半分の内で行われた。「五そして陣営にいる者、野にいるおよそ半分の内で行われた。」 また地は震い動き、非常に大きな恐怖となった。 また地は震い動き、非常に大きな恐怖となった。

これベニヤミンのギベアにいたサウルの番兵たちが見ると、ペリシテびとので、非常に大きな混乱となった。こ また先にペリシテびとたので、非常に大きな混乱となった。こ また先にペリシテびとの時サウシテびとの群衆はくずれて右往左往していた。こ その時、アヒヤはに言った、「エポデをここに持ってきなさい」。その時、アヒヤはに言った、「エポデをここに持ってきなさい」。その時、アヒヤはに言った、「エポデをここに持ってきなさい」。その時、アヒヤはに言った、「エポデをここに持ってきなさい」。その時、アヒヤはイスラエルの人々の前でエポデを身に着けていたからである。イスラエルの人々の前でエポデを身に着けていたからである。「ませつルが祭司に語っている間にも、ペリシテびとの陣営の騒がますます大きくなったので、サウルは祭司に言った、「手をずきなさい」。こ こうしてサウルおよび共にいる民は皆、集引きなさい」。こ こうしてサウルおよび共にいる民は皆、集引きなさい」。こ こうしてサウルおよび共にいる民は皆、集引きなさい」。こ こうしてサウルおよび共にいる民は皆、集引きなさい」。

しょうに」。食べていたならば、さらに多くのペリシテびとを殺していたで

彼らと共に陣営にきていたヘブルびとたちも、

こ その日イスラエルびとは、ペリシテびとを撃って、ミクマシニ その日イスラエルびとは、ペリシテびとを撃って、ミクマシニ ぶんどり物に、はせかかって、ギ、牛、子牛を取って、それを言った、「民は血のままで食べて、主に罪を犯しています」。サウニュルは言った、「あなたがたはそむいている。この所へ、わたしの上に殺し、血のままで食べて、主に罪を犯しています」。サウトは言った、「あなたがたはそむいている。この所へ、わたしのもとに大きな石をころがしてきなさい」。三四サウルはまた言った、「あなたがたは分れて、民の中にはいって、彼らに言いなさい、『おのおの牛または、羊を引いてきてここでほふって食べない、『おのおの牛または、ギャと引いてきてここでほふって食べない、『おのおの牛または、ギャと引いてきてここでほふって食べない、『おのおの牛または、ギャと引いてきて、それを、その所で民は皆、その夜、おのおの牛を引いてきて、それを、その所で民は皆、その夜、おのおの牛を引いてきて、それを、その所ではふった。三日こうしてサウルは主に一つの祭壇を築いた。これはサウルが主のために築いた最初の祭壇である。

ルの手に渡されるでしょうか」。しかし神はその日は答えられいの手に渡されるでしょうか。あなたは彼らをイスラエらびとを追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬように追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬように追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬように追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬように追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬように追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、ひとりも残らぬように追っています。

当り、民はのがれた。雪 サウルは言った、「わたしか、わたしの外をお与えください」。 こうしてヨナタンとサウルとが、くじにムをお与えください」 ら、 所に近よりなさい。 - そこでサウルは言った、「イスラエルの神、主よ、あなたはきょ 民はサウルに言った、「良いと思われることをしてください」。四縁、わたしとわたしの子ヨナタンはこちら側にいましょう」。 ラエルのすべての人に言った、「あなたがたは向こう側にいなさ 救う主は生きておられる。たとい、それがわたしの子ヨナタン。 タンに当った。 もしこの罪が、あなたの民イスラエルにあるのでしたらトンミ がわたしにあるか、またはわたしの子ヨナタンにあるのでした はひとりも、これに答えるものがいなかった。四0 サウルはイス であっても、 子ヨナタンかを決めるために、くじを引きなさい」。 くじはヨナ イスラエルの神、 なにゆえしもべに答えられなかったのですか。もしこの罪。 わたしとわたしの子ヨナタンはこちら側にいましょう」。 三、そこでサウルは言った、「民の長たちよ、みなこの 必ず死ななければならない」。しかし民のうちに あなたがたは、よく見きわめて、きょうのこ 主よ、ウリムをお与えください。しかし、

こにいます。死は覚悟しています」。四四サウルは言った、「神がつえの先に少しばかりの蜜をつけて、なめました。わたしはこ言いなさい」。ヨナタンは言った、「わたしは確かに手にあったョ・サウルはヨナタンに言った、「あなたがしたことを、わたしに四三サウルはヨナタンに言った、「あなたがしたことを、わたしに

はその国へ帰った。

略奪者の手から救い出した。

『なっと、では、アマレクびとを撃って、イスラエルびとを
勇ましく働き、アマレクびとを撃って、イスラエルびとを
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四ペサウルは
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四ペサウルは
リシテびとと戦い、すべて向かう所で勝利を得た。四ペサウルは
リシテびとしている。
ローサウルはイスラエルの主となって、周囲のもろもろの敵、す

サウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとに、それを召し キシュアである。ふたりの娘の名はスカルである。 まこ サウルの 名はアブネルといい、サウルのおじネルの子である。 また軍の長の ななアンとアブネルの父ネルとは、アビエルの子である。 また軍の長の ない。 の父キシとアブネルの父ネルとは、アビエルの子である。 また軍の長の ない。 ない。 ないである。 また軍の長の ないである。 また軍の長の

かかえた。

#### 第一五章

撃って、ハビラからエジプトの東にあるシュルにまで及んだ。八四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四十つがは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四十つがは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四十つがは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四十つがは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵四十つがより、

です。 自分のために戦勝記念碑を建て、身をかえして進み、ギルガルヒュス せんしょうぎゅんひ た み ます ます たが、サムエルに告げる人があった、「サウルはカルメルにきて、 れたことを、あなたに告げましょう」。サウルは彼に言った、 の 神<sup>か</sup> サウルは彼に言った、「どうぞ、主があなたを祝福されますよう し、主に呼ばわった。こそして朝サウルに会うため、早く起きしの言葉を行わなかったからである」。サムエルは怒って、夜通しの言葉を行わなかったからである」。サムエルは怒って、夜遥 を王としたことを悔いる。彼がそむいて、わたしに従わず、わた □○その時、主の言葉がサムエルに臨んだ、□「わたしはサウル だ値うちのない、つまらない物を滅ぼし尽した。 すべての良いものを残し、それらを滅ぼし尽すことを好まず、た るし、また羊と牛の最も良いもの、肥えたものならびに小羊と、 ルはサウルに言った、「おやめなさい。 の聞く牛の声は、いったい、なんですか」。 た、「それならば、 へ下って行きました」。ヨサムエルがサウルのもとへ来ると、 の民をことごとく滅ぼした。ヵしかしサウルと民はアガグをゆ そしてアマレクびとの王アガグをいけどり、 「人々がアマレクびとの所から引いてきたのです。 民は、あなた わたしは主の言葉を実行しました」。「四サムエルは言っ 主にささげるために、羊と牛の最も良いものを残したのい。 そのほかは、 わたしの耳にはいる、この羊の声と、わたし われわれが滅ぼし尽しました」。「^サムエ 昨<sup>さ</sup>く | 重サウルは言った、 主がわたしに言わ つるぎをもってそ

「言ってください」。

は、主、サムエルは言った、「たとい、自分では小さいと思っても、あまたはイスラエルの諸部族の長ではありませんか。主はあなたに使命を授け、つかわして言われた。「行って、罪びとなるアマレクびとを滅ぼし尽せ。彼らを皆殺しにするまで戦え』。」れそれであるのに、どうしてあなたは主の声に聞き従わないで、ぶんどり物にとびかかり、主の目の前に悪をおこなったのですか」。このサウルはサムエルに言った、「わたしは主の声に聞き従い、主できて、アマレクびとを滅ぼし尽しました。ニ しかし民は滅ぼてきて、アマレクびとを滅ぼし尽しました。ニ しかし民は滅ぼてきて、アマレクびとを滅ぼし尽しました。ニ しかし民は滅ぼてきて、アマレクびとを滅ぼし尽しました。ニ しかし民は滅ぼしますべきもののうち最も良いものを、ギルガルで、あなたのし尽すべきもののうち最も良いものを、ギルガルで、あなたのは、主にささげるため、ぶんどり物のうちから羊と牛を取りました」。 ニ サムエルは言った、

回サウルはサムエルに言った、「わたしは主の命令とあなたの主もまたあなたを捨てて、王の位から退けられた」。あなたが主のことばを捨てたので、

彼は人ではないから悔いることはない」。三〇サウルは言った、またイスラエルの栄光は偽ることもなく、悔いることもない。 の神、主を拝ませてください」。三 そこでサムエルはサウルのない。 まずれの前で、わたしを尊び、わたしと一緒に帰って、あなた、 たからです」。これこうしてサムエルが去ろうとして身をかえし に言った、「あなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を捨 一緒に帰って、主を拝ませてください」。これサムエルはサウル 従ったからです。「まどうぞ、今わたしの罪をゆるし、 言葉にそむいて罪を犯しました。 た。 |||| サムエルは言った、「あなたのつるぎは多くの女に子供 にきた。アガグは「死の苦しみはきっと過ぎ去ったのだ」と思っ ||| 時にサムエルは言った、「わたしの所にアマレクびとの王ア あとについて帰った。そしてサウルは主を拝んだ。 エルの王国を裂き、もっと良いあなたの隣人に与えられた。これ た。「<サムエルは彼に言った、「主はきょう、あなたからイスラ た時、サウルがサムエルの上着のすそを捕えたので、それは裂け てたので、主もあなたを捨てて、イスラエルの王位から退けられ ガグを引いてきなさい」。アガグはうれしそうにサムエルの所 「わたしは罪を犯しましたが、どうぞ、民の長・老たち、「ねたしは罪を犯しましたが、どうぞ、民の長・まうろう 民を恐れて、 その声に およびイ わたしと . 聞き

た主はサウルをイスラエルの王としたことを悔いられた。 き見なかった。しかしサムエルはサウルのために悲しんだ。まを見なかった。 ませムエルは死ぬ日まで、二度とサウルて、その家に帰った。 まサムエルは死ぬ日まで、二度とサウルョ そしてサムエルはラマに行き、サウルは故郷のギベアに上っ 『『 そしてサムエルはラマに行き、サウルは故郷のギベアに上っ』

## 第一六章

ことで、イスラエルの王位から退けたのに、あなたはいつまで彼のたて、イスラエルの王位から退けたのに、あなたないって行きなさい。あなたをベツレヘムびとエッサイのもとにつかわします。わたしはその子たちのうちにひとりの王を捜し得たからである」。ニサムエルは言った、「どうしてわたしは行くことができましょう。サウルがそれを聞けば、わたしを殺すでしょう」。主は言われた、「一頭の子牛を引いていって、『主に犠牲をささげるために書した』と言いなさい。ミそしてエッサイを犠牲の場所に呼びなさい。その時わたしはあなたのすることを示します。わたしがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。四サムエルがあなたに告げる人に油を注がなければならない」。回サムエルがあるだがある。

この人こそ、主が油をそそがれる人だ」と思った。tしかし主は、など、など、ままでは、彼らがきた時、サムエルはエリアブを見て、「自分の前にいる。\*\*\* 人である」。ニョサムエルは油の角をとって、その兄 弟たちの中でと、主は言われた、「立ってこれに油をそそげ。これがそのあった。 強は血 色のよい、目のきれいな、姿の美しい人でつれてきた。 彼は血 言った、「人をやって彼を連れてきなさい。彼がここに来るまが残っていますが羊を飼っています」。サムエルはエッサイに この人でもない」。「〇エッサイは七人の子にサムエルの前を通シャンマを通らせたが、サムエルは言った、「主が選ばれたのは のむすこたちは皆ここにいますか」。彼は言った、「まだ末の子の人たちではない」。 ニ サムエルはエッサイに言った、「あなた は言った、「主が選ばれたのはこの人でもない」。カエッサイはサイはアビナダブを呼んでサムエルの前を通らせた。サムエル 異なる。人は外の顔かたちを見、主は心を見る」。^ そこでエッシュ でと まと かま み しょうごろ みわたしはすでにその人を捨てた。わたしが見るところは人とはわたしばすでにそのでと す で、彼に油をそそいだ。この日からのち、主の霊は、 で、 らせたが、サムエルはエッサイに言った、「主が選ばれたのはこ サムエルに言われた、「顔かたちや身のたけを見てはならない。 ビデの上に臨んだ。そしてサムエルは立ってラマへ行った。 エルはエッサイとその子たちをきよめて犠牲の場に招 よめて、犠牲の場所にわたしと共にきてください」。 われわれは食卓につきません」。こそこで人をやって彼をた、「人をやって彼を連れてきなさい。彼がここに来るま はげしくダ そしてサム

心にかないました」。||| 神から出る悪霊がサウルに臨む時、 その時、 袋にいれたぶどう酒一袋と、やぎの子とを取って、その子ダビもとによこしなさい」。10 エッサイは、ろばにパンを負わせ、皮がかわして言った、「羊を飼っているあなたの子ダビデをわたしのかわして言った。「 きて、彼に仕えた。サウルはひじょうにこれを愛して、その武器デの手によってサウルに送った。三 ダビデはサウルのもとに さびとで、 ずに琴をひく者ひとりを捜させてください。神から来る悪霊がずに琴をひく者のとりを捜させてください。常み、くっぱい 言った、「ダビデをわたしに仕えさせてください。 を執る者とした。三またサウルは人をつかわしてエッサイに におられます」。「゙れそこでサウルはエッサイのもとに使者をつ に琴をひく者を捜して、わたしのもとに連れてきなさい」。「^ あなたに臨む時、彼が手で琴をひくならば、あなたは良くなられ れの主君が、あなたの前に仕えている家来たちに命じて、じょういの主義である。 ら来る悪霊があなたを悩ましているのです。「^どうぞ、 ビデは琴をとり、手でそれをひくと、サウルは気が静まり、良く エッサイの子を見ましたが、琴がじょうずで、勇気もあり、いく るでしょう」。 エー そこでサウルは家来たちに言った、「じょうず さて主の霊はサウルを離れ、 | 虽 サウルの家来たちは彼に言った、「ごらんなさ 悪霊は彼を離れた。 ひとりの若者がこたえた、「わたしはベツレヘムびと 弁舌にひいで、姿の美しい人です。また主が彼と共べんぜつ 主から来る悪霊が彼を悩 彼はわたしの われわ 神゚ま かし

人が戦ってわたしを殺すことができたら、われわれはおまえたひとりを選んで、わたしのところへ下ってこさせよ。ヵもしその 進んだ。ハゴリアテは立ってイスラエルの戦列に向かって叫んます。 りの穂の鉄は六百シケルであった。彼の前には、盾を執る者がいた。ょ手に持っているやりの柄は、機の巻棒のようであり、やいた。ま テという名の、戦いをいどむ者が出てきた。身のたけは六キュ 間に谷があった。四時に、ペリシテびとの陣から、ガテのゴリアかんだ。たまで、イスラエルはこちらの山の上に立った。そのやまった。 イスラエルはこちらの山の上に立った。 そのペリシテびとに対して戦列をしいた。 = ペリシテびとは向こう ちの家来となる。しかしわたしが勝ってその人を殺したら、お びと、おまえたちはサウルの家来ではないか。 だ、「なにゆえ戦列をつくって出てきたのか。 足には青銅のすね当を着け、 ろいを着ていた。そのよろいは青銅で重さ五千シケル。^また ビト半。m頭には青銅のかぶとを頂き、身には、うろことじのよいただ。 みたま せいどう た。ニサウルとイスラエルの人々は集まってエラの谷に陣取り、 まえたちは、 コに集まって、ソコとアゼカの間にあるエペス・ダミムに陣取っ さてペリシテびとは、軍を集めて戦おうとし、ユダに属するソ またこのペリシテびとは言った、「わたしは、きょうイスラエ われわれの家来になって仕えなければならない」。 肩には青銅の投げやりを背負って わたしはペリシテ おまえたちから、

を聞いて驚き、ひじょうに恐れた。サウルとイスラエルのすべての人は、ペリシテびとのこの言葉ルの戦列にいどむ。ひとりを出して、わたしと戦わせよ」。これはない。

こさて、ダビデはユダのベツレヘムにいたエフラタびとエッサニさて、ダビデはユダのベツレヘムにいたエフラタびとエッサニさて、ダビデはユダのベツレヘムにいたエフラタびとエッサニさて、ダビデはユダのベツレヘムにいたエフラタびとエッサニさて、ダビデはユダのベツレヘムに入人の子があったが、サウルの世には年が進んで、すでに年老いていた。ニュエッサイの子らの世には年が進んで、すでに年老いていた。ニュエッサイの子らの世には年が進んで、すでに年老いていた。ニュエッサイの子らのたら、第三をシャンマと言った。ニョダビデは井の子であって、兄によりきたりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。ニュあのペたりきたりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。ニュあのへたりきたりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。ニュあのへたりきたりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。ニュあのへたりきたりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。ニュあのへたりきたりして、ベツレヘムで父の羊を飼っていた。ニュあのへたりきたりして、ベツレへムで父の羊を飼っていた。ニュあのでは、急にしたがより、この大は、大の長にもって行き、兄たちの安否を見とどけて、そのしるしをもらってきなさいこ。

出ようとしていた。 こ そしてイスラエルとペリシテびととは行った。彼が陣営に着いた時、軍勢は、ときの声をあげて戦線に行った。彼が陣営に着いた時、軍勢は、ときの声をあげて戦線に羊を番人に託し、エッサイが命じたように食 料品を携えてきて、「はんだった。」のダビデは朝はやく起きて、谷でペリシテびとと戦っていた。このダビデは朝はやく起きて、谷でペリシテびとと戦っていた。このダビデは朝はやく起きて、谷でペリシテびとと戦っていた。このダビデは朝はやく起きて、おこれさてサウルと彼らおよびイスラエルのすべての人は、エラの「\*\*\*

税を免れさせるであろう」。 ニュダビデはかたわらに立っているだ、 まぬか こませ、その娘を与え、その父の家にはイスラエルのうちでえて富ませ、その娘を与え、その父の家にはイスラエルのうちでむために上ってきた人を見たか。 確かにイスラエルにいどがたは、あの上ってきた人を見たか。 確かにイスラエルにいどじょうに恐れた。 ニュイスラエルの人々はまた言った、「あなたじょうに恐れた。ニュイスラエルの人々はまた言った、「あなた 人々に言った、「このペリシテびとを殺し、イスラエルの恥をす すぐ人には、どうされるのですか。この割礼なきペリシテびと 四四 ダビデは言った、「わたしが今、何をしたというのですか。 にいるわずかの羊はだれに託したのか。あなたのわがままと 向かい怒りを発して言った、「なんのために下ってきたのか。 IN 上の兄エリアブはダビデが人々と語るのを聞いて、ダビデに ように、「彼を殺す人にはこうされるであろう」と答えた。 は何者なので、生ける神の軍をいどむのか」。これ民は前と同ない。 い心はわかっている。 戦いを見るために下ってきたのだ」。 と言いっただけではありませんか」。 イスラエルのすべての人は、その人を見て、 三0 またふり向い 避けて逃げ げ、 V 悪な野の ほ

頭にかぶらせ、 たしを救い出された主は、またわたしを、このペリシテびとの手う」。 ≡セ ダビデはまた言った、「ししのつめ、くまのつめからわ 軍をいどんだのですから、 が、しし、あるいはくまがきて、群れの小羊を取った時、エール わビデはサウルに言った、「しもべは父の羊を飼っていたのです は年少だが、彼は若い時からの軍人だからです」。 11回しかしダキャンキャー くんしん でんしょ かん かん かん でんしん できない。 あなたた、「行って、あのペリシテびとと戦うことはできない。 あなた ヵ ダビデは、いくさ衣の上に、つるぎを帯びて行こうとしたが、 サウルは自分のいくさ衣をダビデに着せ、青銅のかぶとを、 くまを殺しました。この割礼なきペリシテびとも、生ける神の。 = 人々はダビデの語った言葉を聞いて、それをサウルに告げた。 できなかった。 なさい。どうぞ主があなたと共におられるように」。<br />
三、そして から救い出されるでしょう」。サウルはダビデに言った、「行き かまえて、それを撃ち殺しました。 三六 しもべはすでに、ししと、 しました。その獣がわたしにとびかかってきた時は、 たしはそのあとを追って、これを撃ち、小羊をその口から救いだ 「だれも彼のゆえに気を落してはなりません。しもべが行って ので、サウルは彼を呼び寄せた。ミダビデはサウルに言った、 かの人に前のように語ったところ、民はまた同じように答えた。 あのペリシテびとと戦いましょう」。 === サウルはダビデに言っ それに慣れていなかったからである。 また、うろことじのよろいを身にまとわせた。= あの獣の一頭のようになるでしょ そこでダ ひげをつ 、その 鳥り て、

て、あのペリシテびとに近づいた。とって自分の持っている羊飼の袋に入れ、手に石投げを執っとって自分の持っている羊飼の袋に入れ、手に石投げを執っとはできません。慣れていないからです」。20 ダビデはそれらとはではサウルに言った、「わたしはこれらのものを着けていくこビデはサウルに言った、「わたしはこれらのものを着けていくこ

向かう。四六きょう、主は、おまえをわたしの手にわたされるでえがいどんだ、イスラエルの軍の神の名によって、おまえに立ちえがいどんだ、イスラエルの軍の神の名によって、おまえに立ち の全会衆も、主は救を施すのに、つるぎとやりを用いられないスラエルに、神がおられることを全地に知らせよう。四七またこスラエルに、対 軍勢の死かばねを、きょう、空の鳥、地の野獣のえじきにし、イぐみぜい。かわたしは、おまえを撃って、首をはね、ペリシテびとのあろう。わたしは、おまえを撃って、首をはね、ペリシテびとの ことを知るであろう。この戦いは主の戦いであって、 とに言った、「おまえはつるぎと、やりと、投げやりを持って、 はダビデに言った、「さあ、向かってこい。おまえの肉を、 は、また神々の名によってダビデをのろった。四四ペリシテびとは、また神々の名によってダビデをのろった。四四ペリシテびと を持って、向かってくるが、わたしは犬なのか」。ペリシテびと 四こそのペリシテびとは進んできてダビデに近づいた。 たしに向かってくるが、わたしは万軍の主の名、すなわち、おま かったからである。四三ペリシテびとはダビデに言った、「つえ てを執る者が彼の前にいた。四二ペリシテびとは見まわしてダ 野の獣のえじきにしてくれよう」。gg ダビデはペリシテび 主がわれ そのた わ

誓います。わたしは知らないのです」。 垂木 王は言った、「このれの子か」。 アブネルは言った、「王よ、あなたのいのちにかけて

くの

を取り、石投げで投げて、ペリシテびとの額を撃ったので、石はち向かった。四カダビデは手を袋に入れて、その中から一つの石 四<そのペリシテびとが立ち上がり、近づいてきてダビデに立ち その額に突き入り、うつむきに地に倒れた。 かったので、ダビデは急ぎ戦線に走り出て、ペリシテびとに立た れの手におまえたちを渡されるからである」。

ਜੁਸ਼ サウルはダビデがあのペリシテびとに向かって出て持って行ったが、その武器は自分の天幕に置いた。 り、そのつるぎを取って、さやから抜きはなし、それをもって彼なかったので、エー ダビデは走りよってペリシテびとの上に乗ペリシテびとを撃って、これを殺した。ダビデの手につるぎが きをあげて、ペリシテびとを追撃し、ガテおよびエクロンの門に を殺し、その首をはねた。ペリシテの人々は、その勇士が死んだ。 の人々はペリシテびとの追撃を終えて帰り、その陣営を略奪し らガテおよびエクロンに行く道の上に倒れた。 暑間 イスラエル まで及んだ。そのためペリシテびとの負傷者は、シャライムか のを見て逃げた。ヨニイスラエルとユダの人々は立ちあがり、と во こうしてダビデは石投げと石をもってペリシテびとに勝ち、 た。五四ダビデは、 あのペリシテびとの首を取ってエルサレムへ

> 言った、「若者よ、あなたはだれの子か」。ダビデは答えた、「ありっている彼を、サウルの前に連れて行った。虽<サウルは彼に歩。 なたのしもべ、ベツレヘムびとエッサイの子です」。 とを殺して帰ってきた時、アブネルは、ペリシテびとの首を手に ペリシテび

#### 第 八

命のようにダビデを愛したからである。四ヨナタンは自分が着いのようにダビデを愛したからである。四ヨナタンは自分が着かた。ヨコナタンが自分のしょん。 の日、サウルはダビデを召しかかえて、父の家に帰らせなかった結びつき、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛した。ニこらなビデがサウルに語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心・ダビデがサウルに語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心・ を兵の隊長とした。それはすべての民の心にかない、 ルがつかわす所に出て行って、てがらを立てたので、サウルは彼れ びつるぎも弓も帯も、そのようにした。πダビデはどこでもサウ ていた上着を脱いでダビデに与えた。また、そのいくさ衣、およっちょう ルの家来たちの心にもかなった。 ヨナタンの心はダビデの心 またサウ

王を迎えた。t 女たちは踊りながら互に歌いかわした、まって、手 鼓と祝い歌と三糸の琴をもって、歌いつ舞いつ、サウルて、手 鼓と祝い歌と三糸の琴をもって、歌いつ舞いつ、サウルとを殺して帰った時、女たちはイスラエルの町々から出てきとを殺して帰った時、女なち 人々が引き揚げてきた時、すなわちダビデが、かのかとびと、 ペリシテび

ましく、主の戦いを戦いなさい」。サウルは「自分の手で彼を殺ましく、主の戦いを戦いなさい」。サウルは「自分の手で彼を殺あなたに妻として与えよう。ただ、あなたはわたしのために勇いき、「もたの時サウルはダビデに言った、「わたしの長女メラブを、「っぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱん

ダビデは万を撃ち殺した」。「サウルは千を撃ち殺し、

「あなたがたはダビデにこう言いなさい、『王はなにも結納を望 言葉をダビデの耳に語ったので、ダビデは言った、「わたしのよのむこになりなさい』。 ニョ そこでサウルの家来たちはこの たちに命じた、「ひそかにダビデに言いなさい、『王はあなたが気をちに命じた、「ひそかにダビデに言いなさい、『王はあなたが気を、きょう、わたしのむこにします」。三そしてサウルは家来 時になって、メホラびとアデリエルに妻として与えられた。しょう」。「ヵしかしサウルの娘メラブは、ダビデにとつぐべき との手によって倒そうと思ったからである。これサウルの家来 討つことを望まれる』」。これはサウルが、ダビデをペリシテび ウルに、「ダビデはこう言った」と告げた。こまサウルは言った、 は、たやすいことと思われますか」。 🖂 サウルの家来たちはサ うな貧しく、卑しい者が、王のむこになることは、あなたがたに動す。 に入り、王の家来たちも皆あなたを愛しています。それゆえ王 そう」と思ったので、サウルはふたたびダビデに言った、「あな 二0 サウルの娘 ミカルはダビデを愛した。人々がそれをサウル しょう。そのわたしが、どうして王のむこになることができま しの親族、わたしの父の一族はイスラエルのうちで何者なので <ダビデはサウルに言った、「わたしは何者なのでしょう。 まれない。ただペリシテびとの陽の皮一百を獲て、王のあだを さないで、ペリシテびとの手で殺そう」と思ったからである。 わた

29

たちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこになるたちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデを愛するのを知ってと、またイスラエルのすべての人がダビデを愛するのを知って与えた。ころしかしサウルは見て、主がダビデと共におられるでとく王にささげた。そこでサウルは娘ミカルを彼に妻として、その陽の皮を携え帰り、王のむこになるために、それをことでとく王にささげた。そこで世ウルは娘ミカルを彼に妻としてきた。ころしかしサウルは見て、主がダビデと共におられること、またイスラエルのすべての人がダビデを愛するのを知った時、「ません」とき、またイスラエルのすべての人がダビデを恐れた。こうしてサウルとき、またイスラエルのすべての人がダビデを恐れた。こうしてサウルとき、またイスラエルのすべての人がダビデを恐れた。こうしてサウルとき、こと、またイスラエルのすべての人がダビデを恐れた。こうしてサウルというない。この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこになるたちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこになるたちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこになるたちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこになるたちが、この言葉をダビデに告げた時、ダビデは王のむこのない。

### 第一九章

話しましょう。そして、何かわたしにわかれば、あなたに告げまき、といいのでは、それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかたを殺そうとしています。それゆえあすの朝、気をつけて、わかれば、あなたに告げましましょう。

戦い、大いに彼らを殺したので、彼らはその前から逃げ去った。たち、いまっかれ ゆえなくダビデを殺し、罪なき者の血を流して罪を犯そうとさあなたはそれを見て喜ばれました。それであるのに、どうして きささった。そしてダビデは逃げ去った。た。しかし彼はサウルの前に身をかわしたので、 てサウルは誓った、「主は生きておられる。わたしは決して彼をれるのですか」。<サウルはヨナタンの言葉を聞きいれた。そし になることでした。耳彼は命をかけて、あのペリシテびとを殺し が、10サウルはそのやりをもってダビデを壁に刺し通そうとし から来る悪霊がサウルに臨んだので、ダビデは琴をひいていた ヵさてサウルが家にいて手にやりを持ってすわっていた時、 へところがまた戦争がおこって、ダビデは出てペリシテびとと ビデに告げた。そしてヨナタンがダビデをサウルのもとに連れ 殺さない」。セヨナタンはダビデを呼んでこれらのことをみなダ 彼は、あなたに罪を犯さず、また彼のしたことは、あなたのためタホホ てきたので、ダビデは、もとのようにサウルの前にいた。 し、主はイスラエルの人々に大いなる勝利を与えられたのです。 た、「王よ、どうか家来ダビデに対して罪を犯さないでくださいた。「ます」 しょう」。『ヨナタンは父サウルにダビデのことをほめて言っ やりは壁につ

ミカルはダビデに言った、「もし今夜のうちに、あなたが自分のをさせ、朝になって彼を殺させようとした。しかしダビデの妻こ そのを、サウルはダビデの家に使者たちをつかわして見まり

命を救わないならば、あすは殺されるでしょう」。こそしてミ どうして、このようにわたしを欺いて、わたしの敵を逃がしたの て見ると、寝床には像が横たえてあって、その頭には、やぎの毛は、ゆきの毛がない。 毛の網をかけ、着物をもってそれをおおった。「四サウルはダビミカルは一つの像をとって、寝床の上に横たえ、その頭にやぎの 一群が預言していて、サムエルが、そのうちの、かしらとなっているが、まける デを捕えるために、使者たちをつかわした。彼らは預言者のいます。 ウルが自分にしたすべてのことを彼に告げた。そしてダビデと 「<ダビデは逃げ去り、ラマにいるサムエルのもとへ行って、サ 連れてきなさい。わたしが彼を殺そう」。「ち使者たちがはいっ デを捕えるため使者たちをつかわしたが、彼女は言った、「あの」 デはラマのナヨテにいます」と告げたので、10 サウルは、ダビ サムエルは行ってナヨテに住んだ。「ヵある人がサウルに「ダビ の網がかけてあった。「セサウルはミカルに言った、「あなたは カルがダビデを窓からつりおろしたので、彼は逃げ去った。言 か」。ミカルはサウルに答えた、「あの人はわたしに『逃がしてく さもないと、おまえを殺す』と言いました」。

三たび使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。三そこでサウルはみずからラマに行き、セクの大井戸に着いた時、問うでサウルはみずからラマに行き、セクの大井戸に着いた時、問うを、裸で倒れ伏していた。人々が「サウルもまた預言した。」三そこでサウルはそまた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言し、一日ーもまた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言した。このそして彼はラマのナヨテに着くまで歩きながら預言した。このそして彼はラマのナヨテに着くまで歩きながら預言した。このとりの人がままた着物を脱いで、同じようにサムエルの前で預言した。ここそことが使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそこことが使者たちをつかわしたが、彼らもまた預言した。ここそことが使者といるのか」というのはこのためである。

## 第二〇章

らせないでおこう』と思っておられるのです。しかし、主は生きらせないでおこう』と思っておられるのです。しかし、主は生きらせないでおこう』と思っておられます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、あなたの父の前れます。それで『ヨナタンが悲しむことがあり、声は生きくないというない。

怒られるなら、わたしに害を加える決心でおられるのを知ってです』。

・もし彼が「良し」と言われるなら、しもべは安全ですが、 たしを殺してください。どうしてあなたの父のもとへわたしを しきりにわたしに求めました。そこで全家の年 祭があるから るさとの町ベツレヘムへ急いで行くことを許してくださいと、 とを尋ねられるならば、その時、 だ一歩です」。四ヨナタンはダビデに言った、「あなたが言われる に言った、「さあ、野原へ出ていこう」。こうしてふたりは野原へい言った、「さあ、野原へ出ていこう」。こうしてふたりは野原へ ナタンに言った、「あなたの父が荒々しくあなたに答えられる はそれをあなたに告げないでおきましょうか」。 □ ダビデはヨ る決心をしていることがわたしにわかっているならば、 引いていかなければならないでしょう」。ヵヨナタンは言った、 いました。それでどうぞしもべにいつくしみを施してくださ ください。ベあなたは、主の前で、しもべと契約を結んでくださ ておられ、あなたの魂は生きています。 「そのようなことは決してありません。父があなたに害を加え だれがわたしに告げるでしょうか」。ニョナタンはダビデ しかし、もしわたしに悪いことがあるならば、あなた自らわ 言ってください、『ダビデはふ わたしと死との間は、た わたし も、

出て行った。

うぞ幾重にも、このヨナタンを罰してください。どうぞ主が父 証人です。明日か明後日の今ごろ、わたしが父の心を探って、しょうにん。 ないこと ないまい ひょうしゅ ないしょう という さいしょう ここそしてヨナタンはダビデに言った、「イスラエルの神、主が、ニニそしてヨナタンはダビデに言った、「イスラエルの神、主が、 は重ねてダビデに誓わせた。彼を愛したからである。ヨナタンがダビデの敵に、あだを返されるように」。「セそしてヨナタン ナタンの名をダビデの家から絶やさないでください。 ビデの敵をことごとく地のおもてから断ち滅ぼされる時、1 ^ ヨ と共におられたように、あなたと共におられますように。「四 らせず、あなたを逃がして、安全に去らせないならば、主よ、ど があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたに に知らせないようなことをするでしょうか。三しかし、 父がダビデに対して良いのを見ながら、人をつかわしてあなた。 は自分の命のように彼を愛していた。 わたしに施し、死を免れさせてください。「ヵまたわたしの家を しわたしがなお生きながらえているならば、 長くあなたのいつくしみにあずからせてください。 主のいつくしみを どうぞ主 、もし父き 主が

隠れた場所へ行って、向こうの石塚のかたわらにいてください。また、はいまい、のこうの石塚のかたわらにいてください。東三日目には、きびしく尋ねられるでしょうから、先にあなたが 「ハヨナタンはダビデに言った、「あすはついたちです。 の席があいているので、どうしたのかと尋ねられるでしょう。こ わたしは的を射るようにして、 矢を三本、そのそばに放ちま あなた

 $\frac{-}{\circ}$ 

七

子供が走って行く間に、ヨナタンは矢を彼の前の方に放った。ミニンとも、は、まって行って、わたしの射る矢を捜しなさい」。供に言った、「走って行って、わたしの射る矢を捜しなさい」。デと打ち合わせたように野原に出て行った。三々そしてその子デと打ち合

そして子供が、ヨナタンの放った矢のところへ行った時、

す。三 そして、『行って矢を携記してきなさい』と言って子供をつれたしましょう。わたしが子供に、『矢は手前にある。それを上が生きておられるように、あなたは安全で、何も危険がないか主が生きておられるように、あなたは安全で、何も危険がないか主が生きておられるように、あなたは安全で、何も危険がないからです。三 しかしわたしがその子供に、『矢は向こうにある』とうです。三 しかしわたしがその子供に、『矢は向こうにある』とうです。三 しかしわたしがその子供に、『矢は向こうにある』とうです。三 もので、 まが常にあなたとわたしとの間におられます」。 まらしまが常にあなたとわたしとの間におられます」。 まらしまでは、主が常にあなたとわたしとの間におられます」。 まらしまが常にあなたとわたしとの間におられます」。 まらいては、主が常にあなたとわたしとの間におられます」。 まらいては、主が常にあなたとわたしとの間におられます」。 まらいては、主が常にあなたとわたしとの間におられます」。 カルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所にはだれもいなかった。 こ そして、『行って矢を携記してきなさい』と言って子供をつす。三 そして、『行って矢を携記してきなさい』と言って子供をついては、主が常にある。それを表しまります。 こ をいましまがませば、 こ は まいま に まいまいま に まいま に まいまいま に まいま に まいま に まいま に まいま に まいま に まいま

れわれの一族が町で祭をするので、兄がわたしに来るようにとれている。これは言いました、『わたしに行かせてください。わらである。これが出あいていたので、サウルは、その子ヨナタンに言った、「どうしてエッサイの子は、きのうもきょうも食事にに言った、「どうしてエッサイの子は、きのうもきょうも食事にに言った、「どうしてエッサイの子は、きのうもきょうも食事にに言った、「どうしてエッサイの子は、きのうもきょうも食事にに言った、「どうしてエッサイの子は、きのうもきょうも食事にに言った。これはは言いました、『わたしに行かせてください。わました。これはは言いました、『わたしに行かせてください。わました。これはは言いました、『わたしに行かせてください。わました。これはは言いました、『わたしに行かせてください。わました。これはは言いました。『おんだ』と思ったが、「彼に何か起っ」という。

うぞ、 ずかしめていることをわたしが知らないと思うのか。゠゠エッエッサイの子を選んで、自分の身をはずかしめ、また母の身をはずかしめ、また母の身をは 席を立ち、その月のふつかには食事をしなかった。父がダビデザット うして彼は殺されなければならないのですか。彼は何をしたの常。彼れない。 死ななければならない」。 三ヨナタンは父サウルに答えた、「どかわして、彼をわたしのもとに連れてこさせなさい。彼は必ずかわして、彼 == あくる朝、ヨナタンは、ひとりの小さい子供を連れて、ダビ うと、心に決めているのを知った。『四ヨナタンは激しく怒って を彼に向かって振り上げたので、ヨナタンは父がダビデを殺そ ですか」。ミニところがサウルはヨナタンを撃とうとして、 の王国も堅く立っていくことはできない。それゆえ今、いままされていた。 サイの子がこの世に生きながらえている間は、あなたも、あなた た、「あなたは心の曲った、そむく女の産んだ子だ。 三O その時サウルはヨナタンにむかって怒りを発し、 い』。それで彼は王の食卓にこなかったのです」。 命じました。それでもし、あなたの前に恵みを得ますならば、ど をはずかしめたので、ダビデのために憂えたからである。 わたしに行くことを許し、兄弟たちに会わせてくださ 彼に言い あなたが 人をつ

ヨナ

#### 第二一章

たしがおまえをつかわしてさせる事、またわたしが命じたこと祭司アヒメレクに言った、「王がわたしに一つの事を命じて、『わなたはひとりですか。だれも供がいないのですか」。ニダビデはヒメレクはおののきながらダビデを迎えて言った、「どうしてあーダビデはノブに行き、祭司アヒメレクのところへ行った。アーダビデはノブに行き、祭司アヒメレクのところへ行った。ア

については、何をも人に知らせてはならない』と言われました。 ました できまか なければなんでも、あるものをください。 なければなんでも、あるものをください。 なければなんでも、あるものをください。 なければなんでも、あるものをください。 のである。 若者たちが女を慎んでさえいたのでしたら、 まない に出るいつもの時のように、われわれはたしかに女たちを といっていません。 若者たちが女を慎んでさえいたのでしたら、 まなが に出るいつもの時のように、われわれはたしかに女たちを 変いに出るいつもの時のように、われわれはたしかに女たちを 変いに出るいつもの時のように、われわれはたしかに女たちを 変いしたパンがあります」。 ま ダビデは祭司に答えた、「わたしが ないでけていません。 若者たちの器は、常の旅であったとしても、 まない については、何をも人に知らせてはならない』と言われました。 ころで今あなたの手もとにパン五個でもあれば、それをわたしがないに出るいつもの時のように、われわれはたしかに女たちを 変い については、何をも人に知らせてはならない』と言われました。 ころで今あなたのです。まして、きょう、彼らの器は清くないでしょうか」。 たい ころ ない これを取り下げる目に、 かったかいパンと置きかえるため、主の前から取り下さげたも あたたかいパンと置きかえるため、主の前から取り下さげたものである。

ウルの牧者の長であった。置かれていた。その名はドエグといい、エドムびとであって、サまった。その名はドエグといい、エドムびとであって、サモその日、その所に、サウルのしもべのひとりが、主の前に留めてその日

が、布に包んでエポデのうしろにあります。もしあなたがこれが、布に包んでエポデの谷で殺したペリシテびとゴリアテのつるぎた、「あなたがエラの谷で殺したペリシテびとゴリアテのつるぎた、「あなたがエラの谷で殺したのです」。π祭司は言った、「あなたがありませんか。王の事が急を要したので、わに、やりかつるぎがありませんか。王の事が急を要したので、わくダビデはまたアヒメレクに言った、「ここに、あなたの手もとへダビデはまたアヒメレクに言った、「ここに、あなたの手もと

『サウルは千を撃ち殺し、 『サウルは千を撃ち殺し、お取りください。ここにはそのほかにはありません」。ダビデは言った、「これはあの国の王ダビーアキシの家来たちはアキシに言った、「これはあの国の王ダビーアキシの家来たちはアキシに言った、「それにまさるものはあかにはありません」。ダビデは言った、「それにまさるものはあを取ろうとおもわれるなら、お取りください。ここにはそのほ

ダビデは万を撃ち殺した』

いったのは、この人のことではありませんか」。三 ダビデは、と言ったのは、この人のことではありませんか」。三 ダビデは、と言ったのは、この人のことではありませんか」。三 ダビデは、と言ったのは、この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてあらせた。「四アキシは家来たちに言った、「あなたがたの見るように、この人は気違いだ。どうして彼をわたしの所へ連れてきたのか。「五 わたしに気違いが必要なのか。この者を連れてきたのか。「五 わたしに気違いが必要なのか。この者を連れてきたのか。「五 わたしに気違いが必要なのか。この者を連れてきたのか。「五 わたしに気違いが必要なのか。この者をわたしのきて、わたしの前で狂わせようというのか。この者をわたしのいるへ入れようとするのか」。

#### 第二二章

た。彼の兄弟たちと父の家の者は皆、これを聞き、その所にまる。まれずままである。またまである。こうしてダビデはその所を去り、アドラムのほら穴へのがれ

<サウルは、ダビデおよび彼と共にいる人々が見つかったといそこでダビデは去って、ハレテの森へ行った。 言った、「あなたがたベニヤミンびとは聞きなさい。エッサイのりに立っていた。セサウルはまわりに立っている家来たちに ぎょりゅうの木の下にすわっており、家来たちはみなそのまわうことを聞いた。サウルはギベアで、やりを手にもって、丘の る 間、 <sub>あいだ</sub> うち、ひとりもわたしのために憂えず、きょうのように、わたし 結んでも、それをわたしに告げるものはなく、またあなたがたの を千人の長、百人の長にするであろうか。^ あなたがたは皆共に 彼はモアブの王に彼らを託したので、彼らはダビデが要害におれている。 うぞわたしの父母をあなたの所におらせてください」。四そして た、「神がわたしのためにどんなことをされるかわかるまで、ど = ダビデはそこからモアブのミヅパへ行き、モアブの王に言い の子がわたしのしもべをそそのかしてわたしに逆らわせ、 はかってわたしに敵した。わたしの子がエッサイの子と契約を 「要害にとどまっていないで、去ってユダの地へ行きなさい」。 王の所におった。まさて、預言者ガドはダビデに言った、ようといる。 つ

ら

らなかったのです」。「木王は言った、 で尊ばれる人ではありませんか。「五彼のために神に問うたのすか。彼は王の娘婿であり、近衛兵の長であって、あなたの家すか。かれます。まずかまり、近衛兵の長であって、あなたの家にあなたの家来のうち、ダビデのように忠義な者がほかにありま めに神に問い、きょうのように彼をわたしに逆らって立たせ、道のとなるとと共にはかってわたしに敵し、彼にパンとつるぎを与え、彼のたと。 す」。「三サウルは彼に言った、「どうしてあなたはエッサイの子聞きなさい」。彼は答えた、「わが主よ、わたしはここにおりま 聞きなさい」。彼は答えた、「わが主よ、 で、 その父の家のすべての者、 こ そこで王は人をつかわして、アヒトブの子祭司アヒメレクと アヒメレクは彼のために主に問い、また彼に食物を与え、 ばに立っていたが、答えて言った、「わたしはエッサイの子がノ は、きょう初めてでしょうか。 で待ち伏せさせるのか」。「四アヒメレクは王に答えて言っぱっぱっぱっぱん シテびとゴリアテのつるぎを与えました」。 ブにいるアヒトブの子アヒメレ で一般されなければならない。 しもべは、これについては、事の大小を問わず、何をも知苦よ、どうぞ、しもべと父の全家に罪を負わせないでくださきょう初めてでしょうか。いいえ、決してそうではありませ みな王の所にきた。三サウルは言った、「アヒトブの子よ、 その時エドムびとドエグは、 すなわちノブの祭司たちを召したの クの所にきたのを見ました。 あなたの父の全家も同じであた、「アヒメレクよ、あなたは サウルの家来たちのそ わたしに告げる者の ペリ た、

協力し める者は、 告げるであろうと思った。わたしがあなたの父の家の人々の命ったといった。 ひとり しょう しょう しょう しゅう しょう しょう しょうしょ ひとドエグがあそこにいたので、わたしは彼がきっとサウルに に告げなかったからです」。ところが王の家来たちは主の祭司 どまってください。恐れることはありません。 を失わせるもととなったのです。 III あなたは 告げたので、三ダビデはアビヤタルに言った、「あの日、 ビヤタルという人は、のがれてダビデの所に走った。三 そして をもって男、女、 なさい」。エドムびとドエグは身をひるがえして祭司たちを撃 ドエグに言った、「あなたが身をひるがえして、 たちを殺すために手を下そうとはしなかった。「^そこで王は をひるがえして、主の祭司たちを殺しなさい。彼らもダビデと アビヤタルは、サウルが主の祭司たちを殺したことをダビデに こ0 しかしアヒトブの子アヒメレクの子たちのひとりで、名をア た。「ヵ彼はまた、つるぎをもって祭司の町ノブを撃ち、 る」。」もそして王はまわりに立っている近衛の兵に言った、「身 れるならば、 力していて、ダビデの逃げたのを知りながら、それをわたし わたしの命をも求めているのです。 あなたは安全でしょう」。 幼な子、 乳飲み子、牛、 ろば、 あなたの命を求いのちもと わたしの所にと 祭司たちを殺し わたしの 羊を殺した。 つるぎ エドム

# 第二三章

できて人々はダビデに告げて言った、「ペリシテびとがケイラをせて、打ち場の穀物をかすめています」。=そこでダビデは主いめて、打ち場の穀物をかすめています」。=そこでダビデは主いめて、打ち場の穀物をかすめています」。=そこでダビデは主に問うて言った、「わたしが行って、ペリシテびとの軍に当ることができた、ケイラを救いなさい」。=しかしダビデの従者たちは彼にち、ケイラを救いなさい」。=しかしダビデの従者たちは彼にち、ケイラを救いなさい」。=しかしダビデの後者たちは彼にち、ケイラを救いなさい」。=とはダビデに言われた、「行ってペリシテびとを撃ちまたようか」。単ダビデが重ねて主に問うたところ、主は彼に答えて言われた、「立って、ケイラへ下りなさい。わたしはペリシえて言われた、「立って、ケイラへ下りなさい。わたしはペリシえて言われた、「立って、ケイラへ下りなさい。わたしはペリシえて言われた、「かりつことができたが、彼らの家畜を奪いとり、ケイラへ行って、ペリシテびとと戦い、彼らの家畜を奪いとり、ケイラへ行って、ペリシテびとと戦い、彼らの家畜を奪いとり、たたか、から、からくというなどが、ならを多く撃ち殺した。こうしてダビデはケイラの住民をする。

えようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポえようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポえようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポえようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「エポえようとしているのを知って、祭司アビヤタルに言った、「イスラエルの神、上よ、しもべはサウルがケイラにきて、わたしのために、この町を滅ぼそうとしていることを確かに聞きました。こかれたように、サウルは下ってくるでしょうか。イスラエルの神、いたように、サウルは下ってくるでしょうか。イスラエルの神、いたように、どうぞ、しもべに告げてください」。主は言われた、「彼は下って来る」。こ ダビデは言った、「ケイラの人々はわたしというと、どうぞ、しもべた皆けてください」。主は言われた、「彼は下って来る」。こ ダビデは言った、「ケイラを去り、いずこともないとようとしているのと渡げまった。」 タビデとその「彼らはあなたがたを渡すであろう」。こ そこでダビデとその「彼らはあなたがたを渡すであろう」。こ そこでダビデとその「彼らはあなたがたを渡すであるう」。 こ そこでダビデとその「彼らはあなたがたを渡すであるう」。 こ そこでダビデとその情えたので、サウルは戦いに出ることをやめた。 ロ ダビデはまらので、サウルは日々に彼を尋ね求めたが、神は彼をその手に渡されなかった。サウルは日々に彼を尋ね求めたが、神は彼をその手に渡されなかった。

う。あなたはイスラエルの王となり、わたしはあなたの次となら、あなたはイスラエルの王となり、わたしはあなたに届かないでしょよって彼を力づけた。」もそしてヨナタンは彼に言った、「恐れた。その時ダビデはジフの荒野のホレシにいたが、「キサウルのた。その時ダビデはジフの荒野のホレシにいたが、「キサウルのニュさてダビデはサウルが自分の命を求めて出てきたので恐れ

るでしょう。 て彼らふたりは主の前で契約を結び、ダビデはホレシにとどま このことは父サウルも知っています」。 一八こうし

ヨナタンは家に帰った。

そして言った、「ダビデは、荒野の南にあるハキラの丘の上のホーュその時ジフびとはギベアにいるサウルのもとに上って行き、 共に行きます。もし彼がこの地にいるならば、 たは彼が隠れる隠れ場所をみな見きわめ、確かな知らせをもった。
\*\*\* たがたは行って、なお確かめてください。彼のよく行く所とだ ま下ってきてください。 ○それゆえ王よ、あなたが下って行こうという望みのとおり、い てわたしの所に帰ってきなさい。その時わたしはあなたがたと によると、彼はひじように悪 賢いそうだ。 == それで、あなたが れがそこで彼を見たかを見きわめてください。人の語るところれがそこで彼を見たかを見きわめてください。 のです。どうぞ主があなたがたを祝福されるように。三あな レシの要害に隠れて、われわれと共にいるではありませんか。ニ サウルに先立ってジフへ行った。 サウルは言った、「あなたがたはわたしに同情を寄せてくれた 。われわれは彼を王の手に渡します」。 ニ

荒野にある岩の所へ下って行った。サウルはこれを聞いて、まららの、ひゃんだった。人々がこれをダビデに告げたので、ダビデはマオンした。ひとぎと の荒野にいた。 エਜ਼ そしてサウルとその従 者たちはきて彼を捜渉らの ですりと です というしゃ かれ きがさてダビデとその従 者たちは荒野の南のアラバにあるマオン ダビデはマオンの マ

> 岩」と名づけた。これダビデはそこから上ってエンゲデの要害にてペリシテびとに当った。それで人々は、その所を「のがれのでないと」といる。 言った、「ペリシテびとが国を侵しています。急いできてくださからである。これその時、サウルの所に、ひとりの使者がきて を行き、ダビデとその従者たちとは山のむこう側を行った。ロオンの荒野にきてダビデを追った。ニュサウルは山のこちらど いた。 の従者たちが、ダビデとその従者たちを囲んで捕えようとした してダビデは急いでサウルからのがれようとした。サウルとそ い」。ニヘ そこでサウルはダビデを追うことをやめて帰り、行っい。ニヘ そこでサウルはダビデを追うことをやめて帰り、いっ

#### 第 匹

三途中、 言った、「主があなたに告げて、『わたしはあなたの敵をあなたの従者たちは、ほら穴の奥にいた。四ダビデの従者たちは彼には足をおおうために、その中にはいった。その時、ダビデとそのは是をおおうために、その中にはいった。 そこでサウルは、全イスラエルから選んだ三千の人を率い、ダビ人々は彼に告げて言った、「ダビデはエンゲデの野にいます」。=サウルがペリシテびとを追うことをやめて帰ってきたとき、 デとその従者たちとを捜すため、「やぎの岩」の前へ出かけた。 羊のおりの所にきたが、そこに、ほら穴があり、 あなたは自分の良いと思うことを彼にすることがで

きる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデはた。ながに、サウルの上着のすそを切った。ましかし後になって、ダビデはサウルの上着のすそを切った。ましかし後になって、ダビデはがれた者であるから、彼に敵して、わたしの手をのべるのは良に、わたしがこの事をするのを主は禁じられる。彼は主が油をに、わたしがこの事をするのを主は禁じられる。彼は主が油をはがれた者であるから、彼に敵して、わたしの手をのべるのは良いがれた者であるから、彼に敵して、わたしの手をのべるのは良いがれた者であるから、彼に敵して、力にない。まだが、から、ない」。は、ない」。という。というない。ことを許さなかった。サウルは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。そこでダビデは立って、ひきる』と言われた日がきたのです」。

ハダビデもまた、そのあとから立ち、ほら穴を出て、サウルのういろから呼ばわって、「わが君、王よ」と言った。サウルがうしませんでした。『わが君は主が油を注がれた方であるから、これに敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。「とがない。あなたは『ダビデがあなたとなるない。あなたは、この日、自分の目で、主があなたをきょう、ほらなるなが、この日、自分の目で、主があなたをきょう、ほらは初たした。『わが君は主が油を注がれた方であるから、これに敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。人々なが、ない。あなたの上着のすそは、わたしの手に敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。「ないない」とかたしは言いました。「人々はかんでした。『わが君は主が油を注がれた方であるから、これに敵して手をのべることはしない』とわたしは言いました。「ないない」とかたしは言いました。「ないない」とかたしは言いました。「ないない」とから立ち、ほら穴を出て、サウルのうへダビデもまた、そのあとから立ち、ほら穴を出て、サウルのうへがというない。あなたの上着のすそを切り、しかも、あなためます。わたしの手に悪も、とを殺さなかったことによって、あなたは、わたしの手に悪も、と

がもないことを見て知られるでしょう。あなたはわたしの命を取ろうと、ねらっておられますが、わたしはあなたに対して罪を取ろうと、ねらっておられますが、わたしはあなたに対して罪を取ろうと、ねらっておられますが、わたしはあなたに手をくだすに、『悪は悪人から出る』。しかし、わたしはあなたに手をくだすことをしないでしょう。「異イスラエルの王は、だれを追っておられるのです。」まどうぞ主がさばきびととなって、わたしとあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの間をさばき、かつ見て、わたしの訴えを聞き、わたしをあなたの手から救い出してくださるように」。

せるでしょうか。あなたが、きょう、わたしにした事のゆえに、いった、「わが子ダビデよ、これは、あなたの声であるか」。そしまがわたしをあつかったかを明らかにしました。すなわちかに良くわたしをあつかったかを明らかにしました。すなわちかに良くわたしをあつかったかを明らかにしました。すなわちかに良くわたしをあつかったかを明らかにしました。すなわちかに良くわたしをあつかったかを明らかにしました。すなわちかに良くわたしをあつかったかを明らかにしました。すなわちかが、きょう、わたしにした事のゆえに、そびビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終ったとき、サウルはこれ、「おいった」といい。

ビデとその従者たちは要害にのぼって行った。 と、いま主をさして、わたしに誓ってください」。三そこでダビと、いま主をさして、わたしに誓ってください」。三そこでダビと、いま主をさして、わたしに誓ってください」。三そこでダビと、いま主をさして、わたしに誓ってください」。三そこでダビビデとその従者たちは要害にのぼって行った。またイスとうぞ主があなたに良い報いを与えられるように。こ○今わたビラぞ主があなたに良い報いを与えられるように。こ○今わたビラぞ主があなたに良い報いを与えられるように。こ○今わたビデとその従者たちは要害にのぼって行った。

#### 第二五章

葬った。
葬った。
て、彼のためにひじょうに悲しみ、ラマにあるその家に彼をて、彼のためにひじょうに悲しみ、ラマにあるその家に彼をった。
なれれれが死んだので、イスラエルの人々はみな集まっっさてサムエルが死んだので、イスラエルの人々はみな集まっ

たので、五十人の若者をつかわし、その若者たちに言った、「カルだので、五十人の若者をつかわし、その若者たちに言った、「カルに裕福で、羊三千頭、やぎ一千頭を持っていた。彼はカルメルに裕福で、羊三千頭、やぎ一千頭を持っていた。彼はカルメルに満り、世界では、かとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があって、カルメルにその所有があり、ひじょうに、ひとりの人があってパランの荒野に下って行った。ニマオンそしてダビデは立ってパランの荒野に下って行った。ニマオン

にあいさつし、\* 彼にこう言いなさい、『どうぞあなたに平安があるように。あなたの家に平安があるように。またあなたのすが、つかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならに、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならに、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに聞いてみられるならば、わかります。それゆえ、わたしの若者たちに、あなたの好意があなたの手もとにあるものを、贈り物として、しもべどもとあなあなたの子ダビデにください。」

たい。 たいにはいっとできます。 たいにほふった肉をとって、どこからきたのかわからない人々のとうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のどうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のとうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のとうしてわたしのパンと水、またわたしの羊の毛を切る人々のとり、帰ってきて、彼にこのすべての事を告げた。ここそに与えることができようか」。こまどでの書者たちは、そこをは、帰ってきて、彼にこのすべての事を告げた。ここそに与えることができようか」。こまがである。これが多い。これが多い。これが多い。これができない。 ためにほふった肉をとって、どこからきたのかわからない人々に与えることができようか」。これがある。これが多い。これが多い。これが多いにはいいに語り、そして待っていた。これがある。

荷物のところにとどまった。
『もっておおよそ四百人がダビデに従って上っていき、二百人はそしておおよそ四百人がダビデに従って上っていき、二百人は

「対しているで、ひとりの若者がナバルの妻アビガイルに言った、「対ビデが荒野から使者をつかわして、主人にあいさつをしたのに、主人はその使者たちをののしられました。」ましかし、あのしとつ失ったことはありませんでした。」、われわれは少しも答ってされました。」を見ば、彼らは夜も昼もわれわれのかきと飼って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれのかきと飼って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれのかきと飼って彼らと共にいる間、彼らは夜も昼もわれわれのかきとのすることを考えてください。主人とその「家に災が起きるかのすることを考えてください。主人とその「家に災が起きるからです。しかも主人はよこしまな人で、話しかけることもできらです。しかも主人はよこしまな人で、話しかけることもできません」。

てくださるように」。

でくださるように」。

でくださるように」。

でいる何かとつなくならば、神が幾重にもダビデを罰しましかあすの朝まで、ナバルに属するすべての者のうち、だであった。彼はわたしのした親切に悪をもって報いた。言語する物を何ひとつなくならないようにしたが、それは全くむくなった。

「ないまする物を何ひとつなくならないようにしたが、それは全くむくなった。」。

このとがをわたしだけに負わせてください。しかしどうぞ、はしために、あなたの耳に語ることを許し、はしための言葉をお聞きください。こまわが君よ、どうぞ、このよこしまな人ナバルのことを気にかけないでください。あの人はその名のとおりです。名はナバルで、愚かな者です。あなたのはしための言葉をお聞きください。「おが君なるあなたがつかわされた若者たちを見なかったのです。「云 それゆえ今、わが君よ、主は生きておられます。また事ずから、あだを報いるのをとどめられました。どうぞ今、あなたの敵、およびわが君に害を加えようとする者は、ナバルのあなたの敵、およびわが君に害を加えようとする者は、ナバルのあなたの敵、およびわが君に害を加えようとする者は、ナバルのあなたの敵、およびわが君に害を加えようとする者は、ナバルのあなたの敵、およびわが君に害を加えようとする者は、ナバルのあなたの敵、およびわが君に害を加えようとする者は、ナバルのあなたのない。「云 どうぞ、はしためのとがを許してください。主は必ずわい。「云 どうぞ、はしためのとがを許してください。主は必ずわい。「云 どうぞ、はしためのとがを許してください。主は必ずわい。「云 どうぞ、はしためのとがを許してください。主は必ずわい。「云 どうぞ、はしためのとがを許してください。主は必ずわが君のために確かな家を造られるでしょう。わが君が主のいくだが、「おいまない。」

う。 者の束にたばねられて、あなたの神、主のもとに守られるでしょなたを追い、あなたの命を求めても、わが君の命は、生きている。 うにしてください。 のつまずきとなり、またわが君の心の責めとなることのないよ めを思いだしてください」。 られたすべての良いことをわが君に行い、 に、投げ捨てられるでしょう。=0そして主があなたについて語 たわが君がみずからあだを報いたと言うことで、それがあなた のつかさに任じられる時、 いことが見いだされないからです。これたとい人が立ってあ しかし主はあなたの敵の命を、 主がわが君を良くせられる時、このはした 三あなたが、ゆえなく血を流 石投げの中から投げるよう あなたをイスラエル ま

することをとどめられたイスラエルの神、 を報いることをとどめられたのです。三四わたしがあなたを害かな。あなたは、きょう、わたしがきて血を流し、手ずからあだ な。 て、 の手から受けて、 三 ダビデはアビガイルに言った、「きょう、あなたをつかわ に帰りなさい。 かったでしょう」。 🖽 ダビデはアビガイルが携えてきた物をそ おられる。もしあなたが急いでわたしに会いにこなかったなら IIII あなたの知恵はほむべきかな。 あすの朝までには、ナバルのところに、ひとりの男も残らな わたしを迎えさせられたイスラエルの神、 わたしはあなたの声を聞きい 彼女に言った、「あなたは無事にのぼって、家家のと またあなたはほむべき 主はまことに生きて 主はほむべきか あなたの願いなが Ü

を許します」。

ルの酔いがさめたとき、その妻が彼にこれらの事を告げると、彼れの酔いがさめたとき、その妻が彼にこれらの事を告げると、彼れの大小を問わず何をも彼に告げなかった。 まず 朝になってナバーみ、ひじょうに酔っていたので、アビガイルは明くる朝まで事しみ、ひじょうに酔っていたので、アビガイルは明くる朝まで事の家で、王の酒宴のような酒宴を開いていた。ナバルは心に楽の家で、まっしゅん たちを連れ、ダビデの使者たちに従って行き、ダビデの妻とです」。四二アビガイルは急いで立ち、ろばに乗って、五人の侍女 言った、「はしためは、わが君のしもべたちの足を洗うつかえめわしたのです」。四二アビガイルは立ち、地にひれ伏し拝して ビデはあなたを妻にめとろうと、 ちはカルメルにいるアビガイルの所にきて、彼女に言った、「ダ うと、人をつかわして彼女に申し込んだ。go ダビデのしもべた こうべに報いられたのだ」。ダビデはアビガイルを妻にめとろ が悪をおこなわないようにされた。主はナバルの悪行をその。 な。主はわたしがナバルの手から受けた侮辱に報いて、 En ダビデはナバルが死んだと聞いて言った、「主はほむべきか りして主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。 、 こうしてアビガイルはナバルのもとにきたが、見よ、 三六こうしてアビガイルはナバルのもとにきたが、見よ、 の心はそのうちに死んで、彼は石のようになった。

「十日ば われわれをあなたの所へつか しもべ 彼れ は そ

はふたりともダビデの妻となった。四四ところでサウルはその四m ダビデはまたエズレルのアヒノアムをめとった。彼女たち

なった。

与えた。
歩きた。
娘、ダビデの妻ミカルを、ガリムの人であるライシの子パルテにぬ。ダビデの妻

# 第二六章

ころジフびとがギベアにおるサウルのもとにきて言った、「ダビデは荒野の前にあるハキラの山に隠れているではありませんか」。=サウルは立って、ジフの荒野でダビデを捜すために、イスラエルのうちから選んだ三千人をひき連れて、ジフのに、イスラエルのうちから選んだ三千人をひき連れて、ジフのに、イスラエルのうちから選んだ三千人をひき連れて、ジフのに、イスラエルのうちから選んだ三千人をひき連れて、ジフのいに関がである。=サウルは荒野の前の道のかたわらにあるハキウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルが確かにきたのを知った。エそしてダビデは立って、サウルが確かにきたのを知った。サウルとその軍の長、ネルの子アブネルの寝ている場所を見た。サウルは陣所のうちに寝ている場所を見た。サウルは神所のうちに寝ているようで、またが、サウルとその軍の長、ネルの子で、民はその周囲に宿営していた。

寝ており、そのやりは枕もとに地に突きさしてあった。そしているところへ行ってみると、サウルは陣所のうちに身を横たえてに下って行きます」。ゖこうしてダビデとアビシャイとが夜、民に下って行きます」。ゖこうしてダビデとアビシャイとがあるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるアビシャイに言った、「だれがわたしと共にサウの兄弟であるという。

彼らを深く眠らされたからである。れも知らず、また、だれも目をさまさず、みな眠っていた。れも知らず、また、だれも目をさまさず、みな眠っていた。 やりと水のびんを取って彼らは去ったが、だれもそれを見ず、だ そのまくらもとにあるやりと水のびんを取りなさい。 下って行って滅びるであろう。こまが油を注がれた者に向くだっていった。まるいは彼の死ぬ日が来るであろう。あるいは戦いにあろう。 ぞわたしに、彼のやりをもってひと突きで彼を地に刺しとおさデに言った、「神はきょう敵をあなたの手に渡されました。どう れわれは去ろう」。ここうしてダビデはサウルの枕もとから、 かって、わたしが手をのべることを主は禁じられる。 ビデはまた言った、「主は生きておられる。主が彼を撃たれるで れた者に向かって、手をのべ、罪を得ない者があろうか」。「○ダ せてください。ふたたび突くには及びません」。ヵしかしダビデ アブネルと民らとはその周囲に寝ていた。<アビシャイはダビ はアビシャイに言った、「彼を殺してはならない。 主が油を注が しかし今、 そしてわ 主 が

これはあなたの声か」。ダビデは言った、「わが君よ、わたしこれです」。「ハダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です」。「ハダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です」。「ハダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です」。「ハダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「ハダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「ハダビデはまた言った、「わが君はどうしてしもべの声です。」。「ハガーとが主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おどうぞその人々が主の前にのろいを受けるように。彼らが『おき追い出し、主の嗣業にあずかることができないようにしたかを追い出し、主の嗣業にあずかることができないようにしたかを追い出し、主の嗣業にあずかることができないようにしたかを追い出し、主の嗣業にあずかることができないようにしたがいることのないようにしてください。イスラエルの王は、人がちることのないようにしてください。イスラエルの王は、人がちることのないようにしてください。イスラエルの王は、人がいることのないようにしてください。イスラエルの王は、人がいることのないようにしてください。イスラエルの王は、人がいることのないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないようにあることができないまでは、人がであるなどができないようにあることができないようにあることができないましていましている。

三 その時、サウルは言った、「わたしは罪を犯した。 わが子ダビ

たっと、\*\*

うう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。三ろう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。三ろう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。三ろう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。三ろう。わたしは愚かなことをして、非常なまちがいをした」。三ろう。わたしがあなたの命を重んじたように、おたしがあなたの命を重んじたように、おたしがあなたの命を重んじたように、おたしがあなたの命を重んじたように、とうできがわたしの手に渡されたのに、わたしは主が油を注がれた者に向かって、もろもろの苦難から救い出してくださるように、こまサウルはダビデに言った、「わが子ダビデよ、あなたはほむべきかな。あなたは多くの事をおこなって、それをなし遂ばるであろう」。こうしてダビデはその道を行き、サウルは自分があである。。こうしてダビデはその道を行き、サウルは自分があて、かないない。こうしてダビデはその道を行き、サウルは自分があて、かないない。とように、どうぞ主がわたしの手に渡されたの言とない。とは、おいというないというない。というないというない。

### 二七章

ることができるであろう」。ここうしてダビデは、共にいた六百わたしをくまなく捜すことはやめ、わたしは彼の手からのがれれるほかはない。そうすればサウルはこの上イスラエルの地にいかって滅ぼされるであろう。早くペリシテびとの地へのがダビデは心のうちに言った、「わたしは、いつかはサウルの手・ダビデは心の

聞えたので、サウルはもはや彼を捜さなかった。

\*\*\*\*

「おいった。四ダビデがガテにのがれたことがサウルに
イルと共に住んだ。ダビデはそのふたりの妻、すなわちエズレル
シと共に住んだ。ダビデはそのふたりの妻、すなわちエズレル
シと共に住んだ。ダビデはそのふたりの妻、すなわちエズレル
ダビデと従者たちは、おのおのその家族とともに、ガテでアキ
ダビデと従者でいった。三人と一緒に、立ってガテの王マオクの子アキシの所へ行った。三人といった。

> 永久にわたしのしもべとなるであろう」。 であった。ここアキシはダビデを信じて言った、「彼は自分を全であった。ここアキシはダビデを信じて言った、「彼は自分を全であった。ここアキシはダビデを信じて言った、「彼は自分を全であった。」と思ったからである。ダビデはペリシテびとのいなかに住んでいる間はこうするのが常にある。をまた。これはダビデが、「恐らくは、彼らが、『ダビデはこうした』と言っれはダビデが、「恐らくは、彼らが、『ダビデはこうした』と言っれはダビデが、「恐らくは、彼らが、『ダビデはこうした』と言っ

# 第二八章

で、ペリシテびとがイスラエルと戦おうとして、いくさったがに悲しみ、その町ラマに葬った。また先にサウルは口寄めために軍勢を集めたので、アキシはダビデに言った、「あなたは、しかと承知してください。あなたとあなたの従者たちとは、しかと承知してください。あなたとあなたの従者たちとは、わたしと共に出て、軍勢に加わらなければなりません」。三ダビデはアキシに言った、「よろしい、あなたとあなたの従者たちとは、わかと承知してください。あなたとあなたの従者たちとは、わかと承知してください。あなたとあなたの従者たちとは、わかと承知してください。あなたとあなたの従者たちとは、わかと承知してください。あなたとあなたの従者という。これが、日本のころ、ペリシテびとがイスラエルと戦おうとして、いくさったが、日本のころ、ペリシテびとがイスラエルと戦おうとして、いくさったが、日本のころ、ペリシテびとが集まってのために事物を集めたので、アキシはダビデに言った、「あなたのために事物を集めたので、アキシはダビデに言った、「あなたのために事物を集めたので、アキシはダビデに言った、「あなたのために事物を集めたので、アキシはダビデに言った、「あなたのために事物を集まって

預言者によってらぬ…ごたは主に伺いをたてたが、主は夢によっても、は主に伺いをたてたが、主は夢によっても、しゅ らかが わたしは行ってその女に尋ねよう」。しもべたちは彼に言った、ちに言った、「わたしのために、口寄せの女を捜し出しなさい。 者によっても彼に答えられなかった。tサウルはしもべた。 エンドルにひとりの口寄せがいます」。 ウリムによっても、

伴って行き、夜の間に、その女の所にきた。そしてサウルはときなる。 まる かいだい まんな とじん サウルは姿を変えてほかの着物をまとい、ふたりの従者をいっかい きょの 師をその国から断ち滅ぼしました。どうしてあなたは、わたしたはサウルがしたことをごぞんじでしょう。彼は口寄せや占い に告げる人を呼び起してください」。ヵ 女は彼に言った、「あなっ 言った、「その人はどんな様子をしていますか」。彼女は言った、いかたが地からのぼられるのが見えます」。「四サウルは彼女に には何が見えるのですか」。

女はサウルに言った、「神のような ウルです」。 三王は彼女に言った、 サウルは言った、「サムエルを呼び起してください」。 三 女はサ こ。女は言った、「あなたのためにだれを呼び起しましょうか」。 る。 サウルは主をさして彼女に誓って言った、「主は生きておられ 0) 言った、「わたしのために口寄せの術を行って、わたしがあなた た、「どうしてあなたはわたしを欺かれたのですか。 ムエルを見た時、 命にわなをかけて、わたしを死なせようとするのですか」。一〇 この事のためにあなたが罰を受けることはないでしょう」。 大声で叫んだ。そしてその女はサウルに言っ 「恐れることはない。 一四 サウルは彼女に あなたはサ あなた

> にひれ伏して拝した。ておられます」。サウルはその人がサムエルであるのを知り、 「ひとりの老人がのぼってこられます。 その人は上着をまとっ 批ち

行われたのである。「ヵ主はまたイスラエルをも、 神はわたしを離れて、預言者によっても、夢によっても、もはやかみでいます。ペリシテびとがわたしに向かっていくさを起し、 知るために、あなたを呼びました」。「<サムエルは言った、「主わたしに答えられないのです。それで、わたしのすべきことを | ヨサムエルはサウルに言った、「なぜ、 言葉のために、ひじょうに恐れ、こっそのときサウルは、ただちに、 なたの子らもわたしと一緒になるであろう。 に、ペリシテびとの手に渡されるであろう。 を撃ち滅ぼさなかったゆえに、主はこの事を、この日、 おりにあなたに行われた。主は王国を、あなたの手から裂きは はわたしに問うのですか。「も主は、わたしによって語られたと があなたを離れて、あなたの敵となられたのに、どうしてあなた たしを煩わすのか」。サウルは言った、「わたしは、ひじょうに悩まりムエルはサウルに言った、「なぜ、わたしを呼び起して、わ ルの軍勢をもペリシテびとの手に渡される」。 ただちに、 地に伸び、 わたしを呼び起して、 あすは、あなたもあ また主はイスラエ あなたと共 サムエル あなたに あなたは レクびと

その

一日一夜、

食物をとっていなかったからである。ニ

またその力はうせてしまった。

また。そして彼らは立ち上がって、その夜のうちに去った。 は食べた。そして彼らは立ち上がって、その夜のうちに去った。 ま、これをほふり、また麦粉をとり、こねて、種入れぬパンを焼めたので、サウルはその言葉を聞きいれ、地から起きあがり、床の上にすわった。ここその女は家に肥えた子牛があったので、急かでそれをほふり、また麦粉をとり、こねて、種入れぬパンを焼めたので、サウルはその言葉を聞きいれ、地から起きあがり、床の上にすわった。ここその女は家に肥えた子牛があったので、急かでそれをほふり、また麦粉をとり、こねて、種入れぬパンを焼めたので、サウルとそのしもべたちも、その夜のうちに去った。「あまたまり、また麦粉をとり、こねて、種入れぬパンを焼き、「豆 サウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはき、「豆 サウルとそのしもべたちの前に持ってきたので、彼らはまべた。そして彼らは立ち上がって、その夜のうちに去った。

# 第二九章

テびとたちに言った、「これはイスラエルの王サウルのしもベダらのヘブルびとはここで何をしているのか」。アキシはペリシーで進み、ダビデとその様。者たちはアキシと共に、しんがりにて進み、ダビデとその様。者たちはアキシと共に、しんがりにできます。 さてペリシテびとは、あるいは百人、あるいは千人を率います。 さてペリシテびとは、その軍勢をことごとくアペクに集めた。 こさてペリシテびとは、その軍勢をことごとくアペクに集めた。

ダビデは万を撃ち殺した』『サウルは千を撃ち殺し、

すか。わたしがあなたに仕えはじめた日からこの日までに、ある。あなたは正しい人である。あなたがわたしと一緒に戦いには、りすることをわたしは良いと思っている。それはあなたがあったのを見たことがないからである。しかしペリシテびとがあったのを見たことがないからである。しかしペリシテびとがあったのを見たことがないからである。しかしペリシテびとの君たちはあなたを良く言わない。セそれゆえ今安らかに帰って行きなさい。彼らが悪いと思うことはしないがよかろう」。<ダビデはアキシに言った、「しかしわたしが何をしたというのでダビデはアキシに言った、「しかしわたしが何をしたというのですか。わたしがあなたに仕えはじめた日からこの日までに、あった。

なたはしもべの身に何を見られたので、わたしは行って、わたしなが、ペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとの地へ帰ろうと、朝早く起きて出立したとは共にペリシテびとはエズレルへ上って行った。

# 第三〇章

べず、水を飲んでいなかったからである。=ダビデは彼に言っ与えた。彼は食べて元気を回復した。彼は三日三夜、パンを食素を、れ、たいりできょう。

らはほしいちじくのかたまり一つと、ほしぶどう二ふさを彼に

「わたしはエジプトの若者で、アマレクびとの奴隷です。 三日前

た、「あなたはだれのものか。どこからきたのか」。彼は言った、

にわたしが病気になったので、

主人はわたしを捨てて行きまし

もとに引いてきて、パンを食べさせ、水を飲ませた。三 また彼こ 彼らは野で、ひとりのエジプトびとを見て、それをダビデの

たアビガイルも捕虜になった。★その時、ダビデはひじょうに悩たアビガイルも捕虜になった。★その時、ダビデはひじょうに悩んだ。それは民がみなおのおのそのむすこ娘のために心を痛めんだ。それは民がみなおのおのそのむすこ娘のために心を痛めんだ。それは民がみなおのおのそのむすこ娘のために心を痛めため、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビデはその神、主によって自分を力づけた。
「追いなさい。あなたは必ず追いついて、確かに救い出すこた、「追いなさい。あなたは必ず追いついて、確かに救い出すこた、「追いなさい。あなたは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。丸そこでダビデは、一緒にいた六百人のとができるであろう」。丸そこでダビデは、一緒にいた六百人のとができるであろう」。丸をは必ず追いついて、確かに救い出すことができるであろう」。丸をは必ず追いついて、確かに救い出するとができるであろう」。丸そこでダビデは、一緒にいた六百人のとどまった。「つすなわちダビデは四百人と共に追撃をつづけとどまった。

してわたしに誓ってください。そうすればあなたをその軍隊の殺さないこと、またわたしを主人の手に渡さないことを、神をさい ところへ導き下りましょう」。 たしを導き下ってくれるか」。彼は言った、「あなたはわたしを た」。「五ダビデは彼に言った、「あなたはその軍隊のところへわ と、カレブのネゲブを襲い、また火でチクラグを焼きはらいまし た。「四わたしどもは、ケレテびとのネゲブと、ユダに属する地

小さいものも大きいものも、むすこも娘もぶんどり物も、アマレキュー・ロックの妻を救い出した。「ヵそして彼らに属するものは、そのふたりの妻を救い出した。「ヵそして彼らに属するものは、 とユダの地から奪い取ったさまざまの多くのぶんどり物のゆえた。彼はダビデを導き下ったが、見よ、彼らはペリシテびとの地が、 これらの家畜を彼の前に追って行きながら、「これはダビデのぶ 撃ったので、らくだに乗って逃げた四百人の若者たちのほかに。 がっていた。」もダビデは夕ぐれから翌日の夕方まで、彼らを もどした。このダビデはまたすべての羊と牛を取った。人々は レクびとが奪い取ったものをみな取りもどした。またダビデは に、食い飲み、かつ踊りながら、地のおもてにあまねく散りひろ んどり物だ」と言った。 クびとが奪い去った物は何をも失わないで、ダビデがみな取り ひとりものがれた者はなかった。「^こうしてダビデはアマ

ずに、ベソル別のほとりにとどまっていた二百人の者のところ ニニ そしてダビデが、あの疲れてダビデについて行くことができ

九

日以来、ダビデはこれをイスラエルの定めとし、おきてとしてのいらい。彼らはひとしく分け前を受けるべきである」。 1五 このらない。 盆 者どもはみな言った、「彼らはわれわれと共に行かなかったのだのときダビデと共に行った人々のうちで、悪く、かつよこしまな たに聞き従いますか。 戦いに下って行った者の分け前と、荷物のようにしてはならない。1四だれがこの事について、あなたが 物を分け与えることはできない。ただおのおのにその妻子を与りる。やいまたの人々にわれわれの取りもどしたぶんどりから、われわれはその人々にわれわれの取りもどしたぶんどり 民を迎えた。ダビデは民に近づいてその安否を問うた。三そへきた時、彼らは出てきてダビデを迎え、またダビデと共にいる。 今日に及んでいる。 のかたわらにとどまっていた者の分け前を同様にしなければな れの手に渡された。その主が賜わったものを、あなたがたはそ 「兄弟たちよ、主はわれわれを守って、攻めてきた軍隊をわれわいますが、 えて、連れて行かせましょう」。……しかしダビデは言った、

長老である友人たちにおくって言った、「これは主の敵からられるとうととなった」というというというできて、そのぶんどり物の一部をユダのに、ダビデはチクラグにきて、そのぶんどりものしょう。 る」。これそのおくり先は、ベテルにいる人々、ネゲブのラモテに モテにいる人々、エシテモアにいる人々、ラカルにいる人々、ラ 取ったぶんどり物のうちからあなたがたにおくる贈り物であ いる人々、ヤッテルにいる人々、ニヘアロエルにいる人々、シフ エラメルびとの町々にいる人々、ケニびとの町々にいる人々、ケニびとの町々にいる人々、ケニびとの世をまます。

# 第三一章

にひどい傷を負わされた。四そこでサウルはその武器を執る者者どもがサウルを見つけて、彼を射たので、サウルは射る者たちい。 執って、その上に伏した。ヵ武器を執る者はサウルが死んだのをと とうに恐れて、それに応じなかったので、サウルは、つるぎをじょうに恐れて、それにホッラ ルキシュアを殺した。三 戦いは激しくサウルに迫り、弓を射るいたが、 しょ しゅみ い 見て、自分もまたつるぎの上に伏して、彼と共に死んだ。^こう いと、これらの無割礼の者どもがきて、わたしを刺し、わたしをいと、これらの無割礼の者どもがきて、わたしを刺し、わたしを に言った、「つるぎを抜き、それをもってわたしを刺せ。 してペリシテびとはサウルの子ヨナタン、アビナダブ、およびマ にたおれた。ニペリシテびとはサウルとその子らに攻め寄り、そ はペリシテびとの前から逃げ、多くの者は傷ついてギルボア山 ならびにその従者たちは皆、この日共に死んだ。 ェイスラエル してサウルとその三人の子たち、およびサウルの武器を執る者、 なぶり殺しにするであろう」。しかしその武器を執る者は、 さてペリシテびとはイスラエルと戦った。イスラエルの人々 人々で、谷の向こう側、ひとびと およびヨルダンの向こう側にいる者 さもな ひ

てその中に住んだ。の死んだのを見て町々を捨てて逃げたので、ペリシテびとはきの死んだのを見て町々を捨てて逃げたので、ペリシテびとはきが、イスラエルの人が、といった。

へあくる日、ペリシテびとは殺された者から、はぎ取るためにきたが、サウルとその三人の子たちがギルボア山にたおれているのを見つけた。π 彼らはサウルの首を切り、そのよろいをはぎ取り、ペリシテびとの全地に人をつかわして、この良い知らせを、その偶像と民とに伝えさせた。「○ また彼らは、そのよろいをはずかサウルにした事を聞いて、三 勇士たちはみな立ち、夜もすががサウルにした事を聞いて、三 勇士たちはみな立ち、夜もすががサウルにした事を聞いて、三 勇士たちはみな立ち、夜もすがら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンら行って、サウルのからだと、その子たちのからだをベテシャンらようくきから取りおろし、ヤベシにきて、これをそこで焼き、この骨を取って、ヤベシのぎょりゆうの木の下に葬り、七日のたように、おりからだと、その子たちのからだをベテシャンらがようにない。

# サムエル記下

#### 第一章

ウルはそのやりによりかかっており、戦車と騎兵とが彼に攻め言った、「わたしは、はからずも、ギルボア山にいましたが、サ死んだのを、どうして知ったのか」。^ 彼に話している若者は死んだのを、どうして知ったのか」。^ 彼にましている若者は の人が、その着物を裂き、 『そばにきて殺してください。 寄ろうとしていました。ょその時、彼はうしろを振り向いてわたょ 話している若者に言った、「あなたはサウルとその子ヨナタンが 言った、「わたしはイスラエルの陣営から、 デは彼に言った、「あなたはどこからきたのか」。彼はダビデに らきた。 かの間チクラグにとどまっていたが、三三日目となって、 答えました。<彼は『おまえはだれか』と言いましたので、『アマ す」。罒ダビデは彼に言った、「様子はどうであったか話しなさ レクびとです』と答えました。π彼はまたわたしに言いました、 サウルが死んだ後、ダビデはアマレクびとを撃って帰り、ふつ 彼は答えた、「民は戦いから逃げ、民の多くは倒れて死に、かれ、」と そしてダビデのもとにきて、地に伏して拝した。゠ダビ わたしを呼びましたので、『ここにいます』とわたしは 頭に土をかぶって、サウルの陣営かっていたが、三三日目となって、ひとり わたしは苦しみに耐えない。 のがれてきたので

のです」。のです」。10 そこで、わたしはそのそばにいってだめがあるからです。10 そこで、わたしはそのもとに携えてきたを知ったからです。そしてわたしは彼の頭にあった冠と、腕にを殺しました。彼がすでに倒れて、生きることのできないのだめがあるからです』。10 そこで、わたしはそのそばにいって

のために悲しみ泣いて、夕暮まで食を断った。それは彼らがつその子ョナタンのため、また主の民のため、またイスラエルの家 にいた人々も皆同じようにした。三彼らはサウルのため、こそのときダビデは自分の着物をつかんでそれを裂き、彼い。 弓の歌で、ヤシャルの書にしるされている。 帰する。 るぎに倒れたからである。I=ダビデは自分と話していた若者 のために哀悼した。 - セダビデはこの悲しみの歌をもって、 を殺した』と言って、自身にむかって証拠を立てたからである」。 びとで、 に言った、「あなたはどこの人ですか」。彼は言った、「アマレク を恐れなかったのですか」。「ヨダビデはひとりの若者を呼び、 「どうしてあなたは手を伸べて主の油を注がれた者を殺すこと 「近寄って彼を撃て」と言った。 あなたが自分の口から、『わたしは主の油を注がれた者 寄留の他国人の子です」。「四ダビデはまた彼に言った、 ーイスラエルよ、 ―― 「へこれは、ユダの人々に教えるための あなたの栄光は そこで彼を撃ったので死んだ。 サウルとその子ヨナタン と共も また

彼は緋色の着物をもって、ヒロロ イスラエルの娘たちよ、

サウルのために泣け。

わしよりも早く、彼らは生きるにも、

ししよりも強かった。

三サウルとヨナタンとは、愛され、かつ喜ばれた。

死ぬにも離れず、

サウルのつるぎは、むなしくは帰らなかった。

あなたの高き所で殺された。

この後、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つのここの後、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つののよ。のほと、ダビデは言った、「どこへ上るべきでしょうか」。主は言われた、ダビデは言った、「どこへ上るべきでしょうか」。主は言われた、あったアビガイルも上った。ヨダビデはまた自分と共にいたの妻、エズレルの女アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻での妻、エズレルの女アヒノアムと、カルメルびとナバルの妻での妻、エズレルの女でヒノアムと、カルメルびとナバルの妻での妻、エズレルの女でとりではまた自分と共にいたのようと、皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人々を、皆その家族と共に連れて上った。そして彼らはヘブロ人の町々に住んだ。四時にユダの人々がきて、その所でダビデにきならない。までは、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つのまならいま」という。また、「おたしはユダの一つのことは、ダビデは主に問うて言った、「わたしはユダの一つのった。」

ある」。 たがたは手を強くし、雄々しくあれ。あなたがたの主君サウル 人々がダビデに告げて、「サウルを葬ったのはヤベシ・ギレアデ は死に、ユダの家がわたしに油を注いで、彼らの王としたからで くしみと真実を示されるように。あなたがたが、この事をした たを祝福されるように。^どうぞ主がいまあなたがたに、 ルにこの忠誠をあらわして彼を葬った。どうぞ主があなたがかにこの忠誠をあられ デの人々につかわして彼らに言った、「あなたがたは、 ので、わたしもまたあなたがたに好意を示すであろう。t今あな 0人々である」と言ったので、5 ダビデは使者をヤベシ・ギレア 主君サウ いつ

イシボセテを取り、マハナイムに連れて渡り、π彼をギレアデ、ハさてサウルの軍の長、ネルの子アブネルは、さきにサウルの子 \_ ホック \_ \_ \_ \_ ヒーマヤラ \_ \_ \_ ホック \_ \_ \_ \_ ; の家はダビデに従った。 \_ \_ ダビデがヘブロンにいてユダの家い\*\* ラエルの王とした。このサウルの子イシボセテはイスラエルの アシュルびと、エズレル、エフライム、ベニヤミンおよび全イス 王となった時、四十歳であって、二年の間、世を治めたが、ユダッ の王であった日数は七年と六か月であった。

と出会い、一方は池のこちら側に、一方は池のあちら側にすわった。いっぽう、いけのこちら側に、一方は池のあちら側にすわっとダビデの家来たちもよこし、 三ネルの子アブネル、およびサウルの子イシボセテの家来たち とダビデの家来たちも出ていって、ギベオンの池のそばで彼ら はマハナイムを出てギベオンへ行った。こゼルヤの子ヨアブ

向む

て出した。彼らは立って進み、「ちのおの相手の頭を捕え、つびととのために十二人、およびダビデの家来たち十二人を数えびととのために十二人、 ラエルの人々はダビデの家来たちの前に敗れた。 にある。「もその日、戦いはひじょうに激しく、 ゆえ、その所はヘルカテ・ハヅリムと呼ばれた。 るぎを相手のわき腹に刺し、こうして彼らは共に倒れた。 立たせよう」。「mこうしてサウルの子イシボセテとベニヤミン て、われわれの前で勝負をさせよう」。ヨアブは言った、「彼らを それはギベオン アブネルとイス それ

うか。 くのに右にも左にも曲ることなく、アブネルのあとに走った。ニであった。ニュアサヘルはアブネルのあとを追っていったが、行サヘルがいたが、アサヘルは足の早いこと、野のかもしかのようサヘルがいたが、アサヘルは急し はや 奪いなさい」。しかしアサヘルはアブネルを追うことをやめず、言った、「右か左に曲って、若者のひとりを捕え、そのよろいをたか」。アサヘルは答えた、「わたしです」。三 アブネルは彼にたか」。アサヘルは答え oアブネルは後をふりむいて言った、「あなたはアサヘルであ を合わせることができようか」。 三 それでもなお彼れ ほかに向かおうともしなかった。 三 アブネルはふたたびアサ 「へその所にゼルヤの三人の子、ヨアブ、アビシャイ、 ヘルに言った、「わたしを追うことをやめて、 かうことを拒んだので、アブネルは、やりの石突きで彼の腹が あなたを地に撃ち倒すことなど、どうしてわたしにできよ それをすれば、わたしは、どうしてあなたの兄ヨアブに顔翁 ほ かに向かいなさ および

皆立ちとどまった。で死んだ。そしてアサヘルが倒れて死んでいる場所に来る者はで死んだ。そしてアサヘルが倒れて死んでいる場所に来る者は突いたので、やりはその背中に出た。彼はそこに倒れて、その場実いたので、

このおのその兄弟を追わずに、朝のうちに去っていたであろう」。 これ こうしてヨアブとアビシャイとは、なおアブネルのあとを追って、もはやイスラエルのあとを追わず、また重ねて戦わなかって、もはやイスラエルのあとを追わず、また重ねで戦わるかった。 これ おしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いださなかったならば、民はおきておられる。もしあなたが言いたので、民はみな立ちとどまって、もはやイスラエルのあとを追わず、また重ねて戦わなかった。

ンの人々三百六十人を撃ち殺した。三二人々はアサヘルを取りと、ヨルダンを渡り、昼まで行進を続けてマハナイムに着いた。 き、ヨルダンを渡り、昼まで行進を続けてマハナイムに着いた。 また コルダンを渡り、昼まで行進を続けてマハナイムに着いた。 また アブネルとその従 者たちは、夜もすがら、アラバを通って行これ アブネルとその従

従者たちは、夜もすがら行って、夜明けにヘブロンに着いた。」というしゃ。上げてベツレヘムにあるその父の墓に葬った。ヨアブとそのぁ。

#### 第三章

ーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデの家との間の戦争は久しく続き、ダビデーサウルの家とダビデのおいの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルルの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルルの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルの主なルマイの娘マアカの子アブサロム、四第四はハギテの子の王タルマイの娘マアカの子アブサロム、四第四はハギテの子の王タルマイの娘マアカの子アブサロム、四第四はハギテの子の王タルマイの娘マアカの子が全人である。

兄弟と、その友人とに忠誠をあらわして、あなたをダビデの手には、からですか。わたしはきょう、あなたの父サウルの家と、そののそばめがあった。その名をリヅパといい、アヤの娘であったのそばめがあった。その名をリヅパといい、アヤの娘であったのそばめがあった。その名をリヅパといい、アヤの娘であったのそばめのところにはいったのですか」。ハアブネルはイシボセのそばめのところにはいったのですか」、ハアブネルはイシボセのそばめのところにはいったのですか」、ハアブネルはイシボセのようですか。わたしはきょう、あなたをダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家とダビデの家とが戦いを続けている間に、アブネスサウルの家と

「あな

ら取ったので、「<その夫は彼女と共に行き、泣きながら彼女のシボセテは人をやって彼女をその夫、ライシの子パルテエルか てめとったわたしの妻ミカルを引き渡しなさい」。「ヨ そこでイ ボセテにつかわして言った、「ペリシテびとの陽の皮一百をもっ とはできません」。このそれからダビデは使者をサウルの子イシ たしは、あなたと契約を結びましょう。ただし一つの事をあななたのものにしましょう」。三ダビデは言った、「よろしい。わ 三アブネルはヘブロンにいるダビデのもとに使者をつかわし いくえにも罰しられるように。こっすなわち王国をサウルの家い あとについて、バホリムまで行ったが、アブネルが彼に「帰って たに求めます。 て言った、「国はだれのものですか。わたしと契約を結びなさ ブネルを恐れたので、ひと言も彼に答えることができなかった。 エルとユダの上に立たせられるであろう」。ニイシボセテはア から移し、ダビデの位をダンからベエルシバに至るまで、イスラ とを、わたしが彼のためになし遂げないならば、神がアブネルを に渡すことをしなかったのに、 行け」と言ったので彼は帰った。 ルの娘 ミカルを連れて来るのでなければ、わたしの顔を見るこ まちを挙げてわたしを責められる。ヵ主がダビデに誓われたこ アブネルはイスラエルの長老たちと協議して言った、 わたしはあなたに力添えして、イスラエルをことごとくあ あなたがきてわたしの顔を見るとき、まずサウ あなたはきょう、女の事 のあや

た。 た。そしてアブネルは、イスラエルとベニヤミンの全家が良い シテびとの手、およびもろもろの敵の手から救い出すであろう』 しのしもベダビデの手によって、わたしの民イスラエルをペリ たがたは以前からダビデをあなたがたの王とすることを求めて と思うことをみな、ヘブロンでダビデに告げようとして出い と言われたからです」。「カアブネルはまたベニヤミンにも語っ いましたが、「<今それをしなさい。 主がダビデについて、『わた

立って行き、イスラエルをことごとく、わが主、王のもとに集めた酒宴を設けた。ニーアブネルはダビデに言った、「わたしはい過ぎを設けた。」 て、あなたと契約を結ばせ、あなたの望むものをことごとく治します。 行った時、ダビデはアブネルと彼に従っている従者たちのため こ0 アブネルが二十人を従えてヘブロンにいるダビデの いもとに

軍勢がみな帰ってきたとき、人々はヨアブに言った、「ネルの子にか、変全に去ったからである。こ三 ヨアブおよび彼と共にいたガロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデが彼を帰らせてブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデが彼を帰らせて アブネルが王のもとにきたが、王が彼を帰らせたので彼は安全が、まっかれ、から、かれ、から、かれ、から、かれ、から、かれ、から、かれ、からだめ、 三ちょうどその時、ダビデの家来たちはヨアブと共に多くのぶ に去った」。「『そこでヨアブは王のもとに行って言った、 んどり物を携えて略奪から帰ってきた。しかしアブネルは あな

に関して、 流出を病む者、らい病人、つえにたよる者、つるぎに倒れる者、 て言った、「わたしとわたしの王国とは、ネルの子アブネルの血や、発力・サヘルの血を報いた。「スその後ダビデはこの事を聞いのうちに連れて行き、その所で彼の腹を刺して死なせ、自分ののうちに連れて行き、その所で ンに帰ってきたとき、ヨアブはひそかに語ろうといって彼を門しかしダビデはその事を知らなかった。これアブネルがヘブロしかしがどデはその事を知らなかった。これアブネルがヘブロルを追わせたので、彼らはシラの井戸から彼を連れて帰った。こ、ヨアブはダビデの所から出てきて、使者をつかわし、アブネ ブの頭と、その父の全家に帰するように。またヨアブの家には 三、ダビデはヨアブおよび自分と共にいるすべての民に言った、 の出入りを知り、またあなたのなさっていることを、ことごとく 知るためにきたことをあなたはごぞんじです」。 ルの子アブネルがあなたを欺くためにきたこと、そしてあなた。 ながら行きなさい」。そしてダビデ王はその棺のあとに従 オンの戦いで彼らの兄弟アサヘルを殺したためであった。 とその弟 アビシャイとはアブネルを殺したが、それは彼がギベ または食 物の乏しい者が絶えないように」。三0 こうしてヨアブ あなたがたは着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前に嘆き EII 人々はアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネル あなたはどうして、 何をなさったのですか。アブネルがあなたの所にきたの 主の前に永久に罪はない。これどうぞ、その罪がヨア 彼を返し去らせられたのですか。 ニュネ つ

> 墓で声をあげて泣き、民もみな泣いた。 悲しみの歌を作って言った、タネ III 王はアブネルのため

悪人の前に倒れる人のように、といれる。またないないというに、これをいいますがある。 三のあなたの手は縛られず アブネルがどうして死んだの 愚かな人の死ぬように、 のに、

あなたは倒れた」。

日のあるうちこ、ダブニ・・・・・ために泣いた。そして民は皆、ふたたび彼のために泣いた。 らないのか。 まっわたしは油を注がれた王であるけれども、今日うエルで、ひとりの偉大なる将軍が倒れたのをあなたがたは知っていて、ひとりの偉大なる将軍が倒れたのをあなたがたは知り とは民を満足させた。゠゙゙゙゠その日すべての民およびイスラエルように」。゠゙゙゙゙゙゙ 民はみなそれを見て満足した。すべて王のするこように」。゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ るように」。 ない。どうぞ主が悪を行う者に、 なお弱い。ゼルヤの子であるこれらの人々はわたしの手におえ いことを知った。
三へ王はその家来たちに言った、「この日イス は皆、ネルの子アブネルを殺したのは、王の意思によるものでな。 は誓って言った、「もしわたしが日の入る前に、パンでも、 のものでも味わうならば、神がわたしをいくえにも罰しられる。 のあるうちに、ダビデにパンを食べさせようとしたが、ダビデ その悪にしたがって報いられ 宝宝 民はみなきて、

#### 第匹章

四さてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エ四さてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなえた子がひとりあった。エロさてサウルの子ョナタンに足のなった。

「あなたの命を求めたあなたの敵サウルの子イシボセテの首でであるたの命を求めたあなたの敵サウルの子イシボセテの首でであれた主はきょう、わが君、王のためにサウルとそのすえとに報復されました」。ヵダビデはベロテびとリンモンの子レカブとそのおいて、『見よ、サウルは死んだ』と言って、みずから良いおとずれを伝える者と思っていた者を捕えてチクラグで殺し、そのおとずれに報いたのだ。こ 悪人が正しい人をその家の床の上でとずれに報いたのだ。こ 悪人が正しい人をその家の床の上でとずれに報いたのだ。こ 悪人が正しい人をその家の床の上でとずれに報いたのだ。こ 悪人が正しい人をその家の床の上でとずれに報いたのだ。 こ たがものにとが、彼の血を流したときは、なおさらのことだ。今わたしが、彼の血を流したとかが、あなたがたを、この地から絶ち滅ぼさないでおくであるうか」。こ そしてダビデは若者たちに命じたので、若者たちに掛けた。人々はイシボセテの首を持って行って、ヘブロンにあるアブネルの墓に葬った。

#### 第五章

ラエルを牧するであろう。またあなたはイスラエルの君となるりされました。そして主はあなたに、『あなたはわたしの民イスれわれの王であった時にも、あなたはイスラエルを率いて出入きて言った、「われわれは、あなたの骨肉です。 = 先にサウルがわきて言った、「かれわれは、あなたの骨肉です。 = 先にサウルがわきてスラエルのすべての部族はヘブロンにいるダビデのもとに

はいでイスラエルの主きのもとにきたので、ダビデ王はヘブロちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデは本とき三十注いでイスラエルの王とした。四ダビデは王となったとき三十注いでイスラエルの王とした。四ダビデは王となったとき三十注、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデ王はヘブロちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデ王はヘブロちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデ王はヘブロちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデ王はヘブロちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデ王はヘブロちが皆、ヘブロンにいる王のもとにきたので、ダビデ王ルの長老たであろう』と言われました」。三このようにイスラエルの長老たであろう』と言われました」。三

- ツロの王ヒラムはダビデに使者をつかわして、香柏および

を悟った。
こと、主がその民イスラエルのためにその王国を興されたことこと、主がその民イスラエルのためにその王国を興されたことそしてダビデは主が自分を堅く立ててイスラエルの王とされたそしてダビデはよが自分を堅く立ててイスラエルの王とされただいと、いして、彼らはダビデのために家を建てた。こだいと、いして、常く

彼らの偶像を捨てて行ったので、ダビデとその従者たちはそれかれ、くうぞう。す 」もさてペリシテびとは、ダビデが油を注がれてイスラエルの王 stip をきる グ、ヤピア、「ホエリシャマ、エリアダ、およびエリペレテ。 めを入れたので、むすこと娘がまたダビデに生れた。「四エルサ I = ダビデはヘブロンからきて後、さらにエルサレムで妻とそば ように、敵をわたしの前に破られた」。それゆえにその所の名は 渡すであろう」。こっそこでダビデはバアル・ペラジムへ行って、 「上るがよい。わたしはかならずペリシテびとをあなたの手に。」 をわたしの手に渡されるでしょうか」。主はダビデに言われた、 「ペリシテびとに向かって上るべきでしょうか。あなたは彼ら レパイムの谷に広がっていた。「ヵダビデは主に問うて言った、 はそれを聞いて要害に下って行った。「^ ペリシテびとはきて、 になったことを聞き、みな上ってきてダビデを捜したが、ダビデ ショバブ、ナタン、ソロモン、「ェイブハル、エリシュア、ネペ レムで彼に生れた者の名は次のとおりである。 を運び去った。 アル・ペラジムと呼ばれている。 三 ペリシテびとはその所に シャンムア、

#### 第六章

それを押えた。牛がつまずいたからである。セすると主はウザそれを押えた。牛がつまずいたからである。セすると主はウザれたので、ダビデは怒った。その所は今日までペレヅ・ウザと呼れたので、ダビデは怒った。その所は今日までペレヅ・ウザと呼ばれている。れその日ダビデは主を恐れて言った、「どうして主ばれている。れその日ダビデは主を恐れて言った、「どうして主ばれている。なは神の箱のかたわらで死んだ。ハ主がウザを撃たれたので、ダビデは怒った。その所は今日までペレヅ・ウザと呼ばをダビデの町に入れることを好まず、これを移してガテびとオベデエドムの家に運ばせた。二神の箱はガテびとオベデエオベデエドムの家に運ばせた。二神の箱はガテびとオベデエドムの家に運ばせた。二神の箱はガテびとオベデエオベデエドムの家に運ばせた。二神の箱はガテびとオベデエオベデエドムの家に運ばせた。二神の箱はガテびとオベデエドムの家に運ばせた。1000年にある。セすると主はウザるいかでは、2000年にある。セすると主はウザるれを押えた。半がつまずいたからである。セすると主はウザるれを押えた。半がつまずいたからである。セすると主はウザるれを押えた。半がつまずいたからである。ロでは、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対したが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対したが、1000年に対しないたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対して対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対しないが、1000年に対していたが、1000年に対しが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対していたが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対しが、1000年に対

にダビデをさげすんだ。「も人々は主の箱をかき入れて、からながめ、ダビデ王が主の前に舞い踊るのを見て、心からながめ、ダビデ王が主の前に舞い踊るのを見て、心 | < 主の箱がダビデの町にはいった時、サウルの娘 ミカルは窓 をつけていた。「ヨこうしてダビデとイスラエルの全家とは、喜わめて、主の箱の前で踊った。その時ダビデは亜麻布のエポデ にかき上った。「三主の箱をかく者が六歩進んだ時、ダビデは牛て、喜びをもって、神の箱をオベデエドムの家からダビデの町ます。 びの叫びと角笛の音をもって、 と肥えた物を犠牲としてささげた。 が とそのすべての所有を祝福されている」と聞き、ダビデは行っ そのために張った天幕の中のその場所に置いた。 神の箱をかき上った。 -四そしてダビデは力をき そしてダビ 心のうち ダビデ 家な

#### 第七章

ち退けて彼に安息を賜わった時、三王は預言者ナタンに言った、」ので、かれ、参えそく、たま、しまり、よげんしゃし、これ自分の家に住み、また主が周囲の敵をことごとく打っさい。 はら しょん いえ す

い」。
い」。
い」。
「見よ、今わたしは、香柏の家に住んでいるが、神の箱はなお幕屋「見よ、今わたしは、香柏の家に住んでいるが、神の箱はなお幕屋「見よ、今わたしは、香柏の家に住んでいるが、神の箱はなお幕屋

羊に従っている所から取って、わたしの民イスラエルの君といい。『万軍の主はこう仰せられる。わたしはあなたを牧場から、い、『万軍の主はこう仰せられる。わたしはあなたを牧場から、 香柏の家を建てないのか」と、言ったことがあるであろうか』。 しのしもベダビデに言いなさい、『主はこう仰せられる。あººº その夜、主の言葉がナタンに臨んで言った、¤「行って、 うにするであろう。 う なん フェン Win これのために一つの所を定めて、そしてわたしの民イスラエルのために一つの所を定めて、 べての敵をあなたの前から断ち去った。わたしはまた地上のでき それゆえ、今あなたは、わたしのしもベダビデにこう言いなさ ひとりに、ひと言でも「どうしてあなたがたはわたしのために すべての人々と共に歩んだすべての所で、わたしがわたしの民かず、天幕をすまいとして歩んできた。ㅂわたしがイスラエルの ルの人々をエジプトから導き出した日から今日まで、 はわたしの住む家を建てようとするのか。^わたしはイスラエ を植えつけ、彼らを自分の所に住ませ、重ねて動くことのないよう。 いなる者の名のような大いなる名をあなたに得させよう。一〇 し、ヵあなたがどこへ行くにも、 イスラエルを牧することを命じたイスラエルのさばきづかさの 二 また前のように、 あなたと共におり、 わたしがわたしの民 あなたのす 家に住ま あなた わた

なたの目には小さい事です。主なる神よ、あなたはまたしもべまでわたしを導かれたのですか。 エホ 主なる神よ、これはなおあ

家の、はるか後の事を語って、きたるべき代々のことを示されい。

=0 ダビデはこの上なにをあなたに申しあげることが

主なる神よ、

あなたはしもべを知っておられる

と王国はわたしの前に長く保つであろう。あなたの位は長く堅から取り去ったように、彼からは取り去らない。「木あなたのなどから取り去ったように、彼からは取り去らない。「木あなたのなどわたしのいつくしみを、わたしがあなたの前から除いたサウル 出る子を、あなたのあとに立てて、その王国を堅くするであろが日が満ちて、先祖たちと共に眠る時、わたしはあなたの身からが日が沸りて、光祖たちと共に眠る時、わたしはあなたの身から 主はまた「あなたのために家を造る」と仰せられる。三あなたもろもろの敵を打ち退けて、あなたに安息を与えるであろう。 神よ、わたしがだれ、わたしの家が何であるので、あなたはこれ「<その時ダビデ王は、はいって主の前に座して言った、「主なる」 の子となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、わたしは人のでき の国の位を堅くしよう。「四わたしは彼の父となり、 う。III 彼はわたしの名のために家を建てる。 すべてこの幻のようにダビデに語った。 うせられる』」。「モナタンはすべてこれらの言葉のように、 つえと人の子のむちをもって彼を懲らす。「wしかしわたしは スラエルの上にさばきづかさを立てた日からこの が重ねてこれを悩ますことはない。 わたしはあなたの わたしは長くそ かたのよう 彼はわたし また

は神が行って、自分のためにあがなってきた・、 ��‐‐ょまはない、あなたの民イスラエルのようでありましょうか。これ者はなく、またあなたのほかに神はないからです。ニョ 地のどのわれわれがすべて耳に聞いたところによれば、あなたのようなわれわれがすべて耳に聞いたところによれば、あなたのような ましょう。これ万軍の主、イスラエルの神よ、あなたはしもべになたのしもベダビデの家は、あなたの前に堅く立つことができあがめられて、『万軍の主はイスラエルの神である』と言われ、ああがめられて、『活くく しゅ ゆえ、 その民の前から国びととその神々とを追い出されたものです。げられたもの、また彼らのために大いなる恐るべきことをなし、 らせられました。三主なる神よ、あなたは偉大です。 ハ主なる神よ、 示して、『おまえのために家を建てよう』と言われました。それ とについて語られた言葉を長く堅うして、あなたの言われたと れたのです。三五主なる神よ、今あなたが、 自分のために、定められました。主よ、あなたは彼らの神とならじょん。 Im そしてあなたの民イスラエルを永遠にあなたの民として、 のです。 おりにしてください。ニト、そうすれば、あなたの名はとこしえに あなたはこのもろもろの大いなる事を行い、 ア、しもべの家を祝福し、あなたの前に長くつづかせてくだッ。 ひまべい いゃ いゃくかく まぇ ながず あなたはこの良き事をしもべに約束されました。 エヵ どう しもべはこの祈をあなたにささげる勇気を得たのです。こ 三あなたの約束のゆえに、 あなたは神にましまし、 またあなたの心に従って、 あなたの言葉は真実で しもべとしもべの家 しもべにそれを知

ように」。 とうないでは、しもべの家がながく祝福されますうぞあなたの祝福によって、しもべの家がながく祝福されますさるように。 きょうなる神よ、あなたがそれを言われたのです。 ど

#### 第八章

取った。ダビデはまた一百の戦車の馬を残して、そのほかの撃った。2 そしてダビデは彼から騎兵千七百人、歩兵二万人を撃った。2 そしてダビデは彼から騎兵千七百人、歩兵二万人をラテ川のほとりにその勢。かく かぶく 筋のなわをもって生かしておく者を測った。そしてモアブびとます。 戦車の馬はみなその足の筋を切った。ヨダマスコのスリヤびと = ダビデはまたレホブの子であるゾバの王ハダデゼルが、 を測った。すなわち二筋のなわをもって殺すべき者を測り、一 ニ彼はまたモアブを撃ち、彼らを地に伏させ、なわをもって彼らずれ られた。セダビデはハダデゼルのしもべらが持っていた金の盾。 が、ゾバの王ハダデゼルを助けるためにきたので、ダビデはスリ この後ダビデはペリシテびとを撃って、これを征服した。 みつぎを納めた。主はダビデにすべてその行く所で勝利を与え ヤに守備隊を置いた。スリヤびとは、ダビデのしもべとなって、 ヤびと二万二千人を殺した。^ そしてダビデはダマスコのスリ ビデはまたペリシテびとの手からメテグ・アンマを取った。 ダビデのしもべとなって、みつぎを納めた。 ユフ ダ

を撃って、エルサレムに持ってきた。ハダビデ王はまたハダデゼルの町、ベタとベロタイから、ひじょうに多くの青銅を取った。ルの町、ベタとベロタイから、ひじょうに多くの青銅を取った。といったがして、彼にあいさつし、かつ祝を述べさせた。ハダデゼルはかつてしばしばトイと戦いを交えたが、ダビデがハダデゼルはかつてしばしばトイと戦いを交えたが、ダビデエは征服したすべたがってこれを撃ち破ったからである。ヨラムが銀の器と金と戦ってこれを撃ち破ったからである。ヨラムが銀の器と金と戦ってこれを撃ち破ったからである。ヨラムが銀の器と金と戦ってこれを撃ち破ったからである。ヨラムが銀の器と金と、アマレクから変た物、およびゾバの王レホブの子ハダデゼルた。三すなわちエドム、モアブ、アンモンの人々、ペリシテびた。三すなわちエドム、モアブ、アンモンの人々、ペリシテびた。テマレクから獲た物、およびゾバの王レホブの子ハダデゼルと、アマレクから獲た物、およびゾバのエレホブの子ハダデゼルから獲たぶんどり物と共にこれをささげた。

ヤはケレテびととペレテびとの長、ダビデの子たちは祭司での子アヒメレクは祭司、セラヤは書記官、「<エホヤダの子ベナデの子ヨシャパテは史官、「モアヒトブの子ザドクとアビヤタルに正義と公平を行った。「A ゼルヤの子ヨアブは軍の長、アヒルに正、こうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そのすべての民ニュこうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そのすべての民ニュニ

あった。

#### 第九章

があるか。わたしはヨナタンのために、その人に恵みを施そう」。ことで、サウルの家にデバという名のしもべがあったが、「みなが彼をダビデのもとに呼び寄せたので、王は彼に言った、「あなたがヂバか」。彼は言った、「しもべがそうです」。三王は言った、「サウルの家の人がまだ残っていませんか。わたしはその人に神の恵みを施そうと思う」。デバは王に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。あしなえです」。四王は彼に言った、「ヨナタンの子がまだおります。と思う」。ボバは王に言った、彼はロ・デバルのアンミエルの子マキルの家から、彼を連れてこさせた。キャウルのアンミエルの子マキルの家から、彼を連れてこさせた。カウルのアンミエルの子マキルの家から、彼を連れてこさせた。カウルのアンミエルの子マキルの家から、彼を連れてきずあなたの父ヨナタンのためにあなたに返します。またあなら。あなたの父ヨナタンのためにあなたに返します。またあなら、おは常に対して言った。「は常に対して言った。」といいまでは言った。「コートはない。おはまして言った。「は常はない。」といいまでは、ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにおります。ここにはいます。ここにはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コート」にはいまった。「コ

た、「あなたは、しもべを何とおぼしめして、死んだ犬のようなた、「あなたは、しもべを何とおぼしめして、死んだ犬のような

たいた。 では、からである。彼は両足ともない、なえていた。 こまくだいのもべとなった。 こまといった。 こまといった。 こまといった。 こまといった。 こまといった。 こまといった。 こまといった。 こまとがいっしもべがあった。 こまとがは王に言った、「すべてサウルとそれを中で食事をした。」 こまとがは王に言った、「すべて生わがしまべんのしもべがあった。 こまとおりに、しもべはいたしましょう」。 こうしてメピボセテは王の子のひとりのようにダビデの会事で食事をした。 こまとば、すびしもべはいたしましょう」。 こうしてメピボセテは王の子のひとりのようにダビデのき、中で食事をした。 こまくとがれている者はみなメピボセテのしもべとなった。 こまくとがせたいる者はみなメピボセテのしもべとなった。 こまくとがれている者はみなメピボセテのしもべとなった。 こまくとができる。 で食事をしたからである。彼は両足ともなれ、なえていた。

# 第一〇章

シの子ハヌンに、その父がわたしに恵みを施したように、恵みを代って王となった。゠そのときダビデは言った、「わたしはナハーこの後アンモンの人々の王が死んで、その子ハヌンがこれにっこの。\$

これをスリヤびとに

施そう」。そしてダビデは彼を、その父のゆえに慰めようと、 彼があなたの父を尊ぶためだと思われますか。ダビデがあなた。\*\*\* る。そこで王は言った、「ひげがのびるまでエリコにとどまっして彼らを迎えさせた。その人々はひじょうに恥じたからであ その着物を中ほどから断ち切り腰の所までにして、彼らを帰らきもの「紫」。 ダビデのしもべたちを捕え、おのおの、ひげの半ばをそり落し、 に行ったが、ミアンモンの人々のつかさたちはその主君 もべをつかわした。ダビデのしもべたちはアンモンの人々の地施そう」。そしてダビデは彼を、その父のゆえに慰めようと、し せた。

五人々がこれをダビデに告げたので、ダビデは人をつかわ れを探って、滅ぼすためではありませんか」。四そこでハヌンは のもとに、 に言った、「ダビデが慰める者をあなたのもとにつかわしたのは その後、 しもべたちをつかわしたのは、この町をうかがい、そ 帰りなさい」。 ハヌン

エルのえり抜きの兵士のうちから選んで、これをスリヤルヨアブは戦いが前後から自分に迫ってくるのを見て、 アブと勇士の全軍をつかわしたので、<アンモンの人々は出て、 スフモンの人々は自分たちがダビデに憎まれていることがわいることがわります。 およびトブとマアカの人々は別に野にいた。 トブの人一万二千人を雇い入れた。セダビデはそれを聞いて、ヨ かったので、人をつかわして、ベテ・レホブのスリヤびととゾバ のスリヤびととの歩兵二万人およびマアカの王とその一千人、 .戦いの備えをした。ゾバとレホブとのスリヤびと、 イスラ

Ų 騎兵四万を殺し、またその軍の長ショバクを撃ったので、彼はまへいの前から逃げたので、ダビデはスリヤびとの戦車の兵七百、エルの前から逃げたので、ダビデはスリヤびとの戦車の兵七百、 う。どうぞ主が良いと思われることをされるように」。れの民のため、われわれの神の町々のため、勇ましくしい。 この事がダビデに聞えたので、彼はイスラエルをことごとく集 シャイの前から逃げて町にはいった。そこでヨアブはアンモン ブが自分と一緒にいる民と共に、スリヤびとに向かって戦おう その所で死んだ。 かって備えをして彼と戦った。「へしかしスリヤびとがイスラ め、ヨルダンを渡ってヘラムにきた。 こさせた。ハダデゼルの軍の長ショバクがこれを率い Im しかしスリヤびとは自分たちのイスラエルに打ち敗られた モンの人ではスリヤびとが逃げるのを見て、 として近づいたとき、スリヤびとは彼の前から逃げた。 ださい。もしアンモンの人々があなたに手ごわいときは、 「もしスリヤびとがわたしに手ごわいときは、 対な のを見て、共に集まった。「^そしてハダデゼルは人をつ の人々を撃つことをやめてエルサレムに帰った。 てあなたを助けましょう。三勇ましくしてください。 わたして、アンモンの人々に対して備えさせ、こそして言った、 ユフラテ川の向こう側にいるスリヤびとを率いてヘラムに — 九 ハダデゼルの家来であった
まった
はみな スリヤびとはダビデに向む 勇ましくしましょ わたしを助けてく 彼らもまたアビ 一四アン ニヨア われ かわ わ

ンモンの人々を助けることをしなかった。和を講じ、これに仕えた。こうしてスリヤびとは恐れて再びアーのであり、これに仕えた。こうしてスリヤびとは恐れて再びアーリンが人たちがイスラエルに打ち敗られたのを見て、イスラエルと

# 第一一章

本のである。)こうしてダビデに告げて言った、「わたしは子をはらい、人をつかわしてダビデは使者をつかわして、その女を連れてきた。 女がもが、よど、一个ではその女と寝た。 (女は身の)にきて、彼はその女と寝たが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレてその女のことを探らせたが、ある人は言った、「これはエリレで、人をつかわしてダビデに告げて言った、「わたしは子をはらなよした」。

かわせ」と言ってやったので、ヨアブはウリヤをダビデの所につ、そこでダビデはヨアブに、「ヘテびとウリヤをわたしの所につ

陣を取っているのに、わたしはどうして家に帰って食い飲みし、み、わたしの主人ヨアブと、わが主君の家来たちが野のおもてにみ、たった、「神の箱も、イスラエルも、ユダも、小屋の中に住デに言った、「韓の蛙も、イスラエルも、ユダも、小屋の中に住 ていって、その床に、主君の家来たちと共に寝た。自分の前で食い飲みさせ、彼を酔わせた。夕暮にじずん、また。 日と次の日エルサレムにとどまった。このダビデは彼を招かりのですが、あなたを去らせましょう」。そこでウリヤは **゠ダビデはウリヤに言った、「きょうも、ここにとどまりなさい。** 告げたので、ダビデはウリヤに言った、「旅から帰ってきたので ○人々がダビデに、「ウリヤは自分の家に帰りませんでした」と なたの魂は生きています。わたしはこの事をいたしません」。こ 妻と寝ることができましょう。あなたは生きておられます。 はないか。どうして家に帰らなかったのか」。こ ウリヤはダビ 入口で主君の家来たちと共に寝て、自分の家に帰らなかった。」いうぐす。 しゅくん けらい とき ね しょん いえ かえが、王の贈り物が彼の後に従った。ヵしかしウリヤは王の家のが、王の贈り物が彼の後に従った。 はどうしているか、民はどうしているか、 戦いはうまくいって 家には下って行かなかった。 の家に行って、足を洗いなさい」。ウリヤは王の家を出ていった いるかとたずねた。<そしてダビデはウリヤに言った、「あなた わした。セウリヤがダビデの所にきたので、ダビデは、 夕暮になって彼は そこでウリヤはその そして自分 ヨアブ 11 7

に託してそれを送った。|m彼はその手紙に、「あなたがたはウで、 間朝になってダビデはヨアブにあてた手紙を書き、ウリヤの手でがみ か

「あなたはヨ

かわしたことをことごとく告げた。 💷 使者はダビデに言った、

三 こうして使者は行き、ダビデのもとにきて、

た。 ニロ その時、射手どもは城 壁からあなたの家来たちを射ました。 ニロ その時、射手どもは城 壁からあなたの家来たちを射まし

王の家来のある者は死に、また、あなたの家来へテびとます。けらい

リヤを激しい戦いの リヤを激しい戦いの がいると知っていた場所にウリヤを置いた。「も町の人々が出させよ」と書いた。「<ヨアブは町を囲んでいたので、勇士たち 上石を投げて彼をテベツで殺したのではなかったか。含みでなったのはだれか。ひとりの女が城壁の上から から射るのを知らなかったのか。ニエルベセテの子アビメレ ぜ戦おうとしてそんなに町に近づいたのか。彼らが城壁の上でたか。 かれ じょうくき うえ に語り終ったとき、10もし王が怒りを起して、『あなたがたはな はその使者に命じて言った、「あなたが戦いのことをつぶさに玉 倒れるものがあり、 つかわして戦いのことをつぶさにダビデに告げた。「ヵヨアブ てきてヨアブと戦ったので、民のうち、ダビデの家来たちにも、 した』と言いなさい」。 の時あなたは、『あなたのしもべ、ヘテびとウリヤもまた死にま たはなぜそんなに城壁に近づいたのか』と言われたならば、そ ・戦いの最前線に出し、彼の後から退いて、彼を討死になか さいぜんせん だ かれ うしろ しりぞ かれ うらし - 六ヨアブは町を囲んでいたので、 ヘテびとウリヤも死んだ。「ハヨアブは人を の女が城壁の上から石うすの
ぉんな じょうへき うえ ヨアブが言いつ あなたが

> だ。しかしダビデがしたこの事は主を怒らせた。を自分の家に召し入れた。彼女は彼の妻となって男の子を産んを自分の家に召し入れた。彼女は彼の妻となって男の子を産ん悲しんだ。こその喪が過ぎた時、ダビデは人をつかわして彼女悲し =< ウリヤの妻は夫 ウリヤが死んだことを聞いて、 夫のために い、それを攻め落しなさい』と。そしてヨアブを励ましなさい」。 はこれをも彼をも同じく滅ぼすからである。 アブにこう言いなさい、『この事で心配することはない。 強く町を攻めて戦 つるぎ

# 第

その小羊は彼および彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食われる。 ない ことの でいる かい これを育てたので、小羊のほかは何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、小羊のほかは何も持っていなかった。 ない こうじょう まき ひっと 生をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 富んでいる人は非常に多くの羊と牛をとりは貧しかった。 ない ことの はばダビデの所に ことはナタンをダビデにつかわされたので、彼はダビデの所に こと もとにきたが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って、自分ようであった。四時に、ひとりの旅びとが、その富んでいる人のよ のわんから飲み、彼のふところで寝て、 彼にとっては娘の

であろう。わたしはあなたの目の前であなたの妻たちを取っられる、『見よ、わたしはあなたの家からあなたの上に災を起すいつまでもあなたの家を離れないであろう』。二主はこう仰せいつまでもあなたの家を離れないであろう』。二 人々のつるぎをもって彼を殺した。| 〇あなたがわたしを軽ん 主人の家を与え、主人の妻たちをあなたのふところに与え、またらかん。から、あなっまった。これの王とし、あなたをサウルの手から救いだし、^あなたにラエルの王とし、あなたをサウルの手から救いだし、^あなたに と一緒に寝るであろう。こあなたはひそかにそれをしたが、わて、隣びとに与えるであろう。その人はこの太陽の前で妻たちて、隣び の 神、 \*\* ェナタンはダビデに言った、「あなたがその人です。 イスラエ こなったのですか。あなたはつるぎをもってヘテびとウリヤを n どうしてあなたは主の言葉を軽んじ、その目の前に悪事をお ば、 じてヘテびとウリヤの妻をとり、自分の妻としたので、つるぎは る。 た、「主は生きておられる。この事をしたその人は死ぬべきであ ました」。ナタンはダビデに言った、「主もまたあなたの罪を除っていた」。 たしは全イスラエルの前と、 イスラエルとユダの家をあなたに与えた。もし少なかったなら わたしはもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう。 \* かつその人はこの事をしたため、またあわれまなか その小羊を四倍にして償わなければならない」。 |=|ダビデはナタンに言った、「わたしは主に罪をおかし 主はこう仰せられる、『わたしはあなたに油を注いでイス』。 その妻をとって自分の妻とした。すなわちアンモンの 太陽の前にこの事をするのであ つ ル

> 帰った。 帰った。 る子供はかならず死ぬでしょう」。In こうしてナタンは なたはこの行いによって大いに主を侮ったので、 れました。あなたは死ぬことはないでしょう。 あなたに生れ 四四 U か U

か

しぎここを与ずることができようか。彼は自らを害するかも知に彼はその言葉を聞きいれなかった。どうして彼にその子の死が、「見よ、子のなお生きている間に、われわれが彼に語ったの子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。それは彼らかった。「< 七日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちはそし,才 イロデ 互にささやき合うのを見て、その子の死んだのを悟り、家来たちない」と思ったからである。「ヵしかしダビデは、家来たちがれない」と思ったからである。「ヵしかしダビデは、家来たちが その着物を替えて、主の家にはいって拝した。そのませのかった。とのこのそこで、ダビデは地から起き上がり、身を洗い、 ちダビデは断食して、へやにはいり終夜地に伏した。|tダビデになった。|^ダビデはその子のために神に嘆願した。すなわ うか。 したが、彼は起きようとはせず、また彼らと一緒に食事をしなの家の長老たちは、彼のかたわらに立って彼を地から起そうという。 きょうろう 家来たちは彼に言った、「あなたのなさったこの事はなんでしょ家に行き、求めて自分のために食物を備えさせて食べた。三家に行き、求めて自分のために食物を備えさせて食べた。三 に言った、「子は死んだのか」。彼らは言った、「死なれました」。 さて主は、ウリヤの妻がダビデに産んだ子を撃たれたので、 あなたは子の生きている間はその子のために断食して泣 つのち自分の 油をぬり、

かれました。しかし子が死ぬと、あなたは起きて食事をなさいかれました。三 ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしが死んだので、わたしはどうして断食しなければならないでしょうか。わたしは再び彼をかえらせることができますか。わたしがなたので、わたしはどうして断食しなければならないでしょうか。わたしは再び彼をかえらせることができますか。わたしがました。こ ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしがました」。三 ダビデは言った、「子の生きている間に、わたしがました」。

| 冠をその頭から取りはなした。それは金で重さは一タラントで バヘ行き、攻めてこれを取った。 =0 そしてダビデは彼らの王のらないためです」。 =ヵ そこでダビデは民をことごとく集めてラ この町を取って、人がわたしの名をもって、これを呼ぶようにない。 集め、この町に向かって陣をしき、これを取りなさい。わたしが をつかわし、命じてその名をエデデアと呼ばせられた。 あった。宝石がはめてあり、それをダビデの頭に置いた。ダビ ンと名づけた。主はこれを愛された。これそして預言者ナタン に寝たので、彼女は男の子を産んだ。ダビデはその名をソロモ デはその町からぶんどり物を非常に多く持ち出した。三 た。これヨアブは使者をダビデにつかわして言った、「わたしは IM ダビデは妻バテシバを慰め、 彼女の所にはいって、 彼女と共 また

た。そしてダビデと民とは皆エルサレムに帰った。につかせた。彼はアンモンの人々のすべての町にこのようにしにつかせた。彼はアンモンの人々のすべての町にこのようにしない。
ないでは、また、れんが造りの労役をビデはそのうちの民を引き出して、彼らをのこぎりや、鉄のつダビデはそのうちの民を引き出して、かれ

# 第一三章

こさてダビデの子アブサロムには名をタマルという美しい妹があったが、その後ダビデの子アムノンはこれを恋した。ニアムノンは、妹がよりであって、アムノンは彼女に何事もすることができないと思ったからである。ニところがアムノンにはひとりの友だちがあった。名をヨナダブといい、ダビデの兄弟シメアの子である。ヨナダブはひじょうに賢い人であった。四彼はアムノンはせ衰えるのですか。わたしは兄弟アブサロムの妹タマルを恋していた。これに対しばに言った、「五子よ、あなたは、どうして朝ごとに、そんなにやは衰えるのですか。わたしは兄弟アブサロムの妹タマルを恋していた。これに横たわって、あなたの父がきてあなたを見るとき彼に言いなさい、『どうぞ、わたしの妹タマルをこさせ、わたしのはいいない。『どうぞ、わたしの妹タマルをこさせ、わたしのはないない。『どうぞ、わたしの妹タマルをこさせ、わたしの目の前で食物を運ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物を選ばせてください。そして彼女がわたしの目の前で食物をととのえ、彼女の手がらわたしの目の前で食物をととのえ、彼女の手がられている。

さい」。
なの手からわたしが食べることのできるようにしてくだて、彼女の手からわたしが食べることのできるようにしてくだしの妹。タマルをこさせ、わたしの目の前で二つの菓子を作らせい、王がきて彼を見た時、アムノンは苦に言った、「どうぞわたが、王がきて彼を見た時、アムノンは横になって病と偽ったせてください』。\*\* そこでアムノンは横になって病と偽ったせてください』。\*\*

するなたはイスラエルの影になりとなるでしょう。それでは行われません。この愚かなことをしてはなりません。このたしをはずかしめてはなりません。このようなに対って行った時、彼はタマルを捕えて彼女に言った、「妹と離れて出てください」と言ったので、皆、彼を離れて出た。「アムノンは象マルは言った、「食物を寝室に持って出た。「アムノンはタマルは言った、「食物を寝室に持って出た。「アムノンは東子を焼き、nなべを取って彼の前にそれをあけた。しかし彼は食べることを拒んだ。そしてアムノンは、「みな、わたしを離れて出てください」と言ったので、皆、彼を離れて出た。「アムノンは象マルに言った、「食物を寝室に持って出た。「アムノンは東子をとって、寝室にはいり兄アムノンは、「みずら持って行った時、彼はタマルを捕えて彼女に言った、「いいえ、兄上よ、わたしをはずかしめてはなりません。このようなことはイスラエルでは行われません。この愚かなことをしてはなりません。このからないできましよった。「からとなるでしょう。そこでタマルは行われません。この愚かなことをしてはなりません。このたりとなるでしょう。そのなどではなりません。この形をして近くに持って行った時、彼はタマルを捕えて彼女に言った、「いいえ、兄上よ、わたしをはずかしめてはなりません。このようなにはいり記がないます。

ずかしめてこれと共に寝た。ことを聞こうともせず、タマルよりも強かったので、タマルをはことを聞こうともせず、タマルよりも強かったので、タマルをはえないことはないでしょう」。「四しかしアムノンは彼女の言うれゆえ、どうぞ王に話してください。王がわたしをあなたに参

まった。アムノンは、ひじょうに深くタマルを憎むようにまった。彼女を憎む憎しみは、彼女を恋した恋よりも大きかった。アムノンは彼女に言った、「いいえ、兄上よ、わたしを返すことは、かしアムノンは彼女に言った、「立って、行きなさい」。「木タマルはアムノンは彼女で言った、「この女をわたしの所から外におくている若者を呼んで言った、「この女をわたしの所から外におくている若者を呼んで言った、「この女をわたしの所から外におくている若物を着ていた。 昔、王の姫たちの処女である者はこのそでの着物を着たからである。アムノンのしもべは彼女を外にような着物を着たからである。アムノンのしもべは彼女を外にような着物を着たからである。アムノンのしもべは彼女を外にような着物を着たからである。アムノンのしもべば彼女を外にような着物を着たからである。アムノンのしもべば彼女を外にような着物を着たからである。アムノンのしもべば彼女を外にような着り、着ていた長そでの着物を裂き、手を頭にのせて、叫びながら去って行った。

らの事をことごとく聞いて、ひじょうに怒った。三 アブサロムは兄アブサロムの家に寂しく住んでいた。三 ダビデ王はこれ兄です。この事を心にとめなくてよろしい」。こうしてタマル兄です。しかし妹よ、今は黙っていなさい。彼はあなたのにいたのか。しかし妹よ、今は黙っていなさい。彼はあなたのにアブサロムは彼女に言った、「兄アムノンがあなたと一緒

ブサロムが彼を憎んでいたからである。れはアムノンがアブサロムの妹。タマルをはずかしめたので、アれはアムノンに良いことも悪いことも語ることをしなかった。そはアムノンに良いことも思いことも語ることをしなかった。

か」。ましかしアブサロムは彼にしいて願ったので、ついにア言った、「どうして彼があなたと共に行かなければならないの兄アムノンをわれわれと共に行かせてください」。王は彼にた。まそこでアブサロムは言った、「それでは、どうぞわたしのた。ま 願った。しかしダビデは行くことを承知せず彼に祝福を与え繋がれているといけないから」。アブサロムはダビデにしいています。 ŧ もべは羊の毛を切らせております。どうぞ王も王の家来たち なさい」。これアブサロムの若者たちはアブサロムの命じたよう でアブサロムは若者たちに命じて言った、「アムノンが酒を飲ん 「いいえ、わが子よ、われわれが皆行ってはならない。 にアムノンにおこなったので、王の子たちは皆立って、 わたしが命じるのではないか。雄々しくしなさい。勇ましくし ムノンを撃て』と言う時、 で、心楽しくなった時を見すまし、わたしがあなたがたに、『ア ムノンと王の子たちを皆、アブサロムと共に行かせた。こへそこ いた。『『そしてアブサロムは王のもとにきて言った、「見よ、し ハゾルで羊の毛を切らせていた時、王の子たちをことごとく招い しもべと共にきてください」。言玉王はアブサロムに言った、 彼を殺しなさい。 恐れることはない。 あなたの おのおの

その騾馬に乗って逃げた。

この彼らがまだ着かないうちに、「アブサロムは王の子たちをことでとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがとことく殺して、ひとりも残っている者がない」という知らせがた。三しかしダビデの兄弟シメアの子ョナダブは言った、「わた。三しかしダビデの兄弟シメアの子ョナダブは言った、「わからよ、王の子たちである若者たちがみな殺されたと、お考えになってはなりません。アムノンだけが死んだのです。これは彼がアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのがアブサロムの妹タマルをはずかしめた日から、アブサロムのなった。正記の子たちが皆死んだと思って、この事を心にとめられてはなりません。アムノンだけが死んだのです」。これは彼がきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです。三、彼が語ることをがきました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがもました。しもべの言ったとおりです」。三、彼が語ることをがないたらも皆、非常にはげしく泣いた。

いた。 『五 王は心に、アブサロムに会うことを、せつに望んだ。だ。 『< アブサロムはのがれてゲシュルに行き、三年の間そこにルマイのもとに行った。 ダビデは日々その子のために悲しんり マイのしアブサロムはのがれて、ゲシュルの王アミホデの子タ

からである。アムノンは死んでしまい、ダビデが彼のことはあきらめていた

## 第一四章

このような事を図られたのですか。王は今この事を言われたことによって自分を罪ある者とされています。それは王が追放された者を帰らせられないからです。「四わたしたちはみな死なた者を帰らせられないからです。「四わたしたちはみな死なた者を帰らせられないからです。」四わたしたちはみな死ななければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。地にこぼれた水の再び集めることのできなければなりません。」「三女は言った、「どうぞ、つかえめにひと言、わが主、王に言言なながこの事を王、わが主に言おうとして来たのは、わたしが民たしが民かながことはなさいません。」「三女は言った。」

スださい」。 対象ない としい できょう という できょう から 人は 言った、「このすべての事において、ヨアブの手がい」。 1ヵ 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手がい」。 1ヵ 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手がい」。 1ヵ 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手がい」。 1ヵ 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手がい」。 1ヵ 王は言った、「このすべての事において、ヨアブの手がいら人は右にも左にも曲ることはできません。わたしに命じたのは、あなたのしもベヨアブです。 彼がつかえめの口に、これらの言葉をことごとく授けたのです。 10 事のなりゆきを変えるの言葉をことごとく授けたのです。 10 事のなりゆきを変えるのは神の使の知恵のような知恵があって、地の上のすべてのことを知っておられます」。

ブサロムを連れ帰るがよい」。== ヨアブは地にひれ伏して拝== そこで王はヨアブに言った、「この事を許す。行って、若者ア

り、王の顔を見なかった。
し、王を祝福した。そしてヨアブは言った、「わが主、王よ、まり、王の顔を見なかった。そしてヨアブは言った、「おなたの前にかしもべの願いを許されたので、きょうしもべは、あなたの前にがしもべの願いを許されたので、きょうしもべは、あなたの前にがしもべの願いを許されたので、きょうしもべは、あなたの前にがしまでの願いを許されたので、きょうしもべは、あなたの前にがしまでの願いを許されたので、きょうしもべは、あなたの前にがしまでがおいる。こうしてアブは言った、「わが主、王よ、まり、まり、まり、この顔を見なかった。

# 第一五章

この後、アブサロムは自分のために戦車と馬、および自分の前いまで、あなたの要求は良く、また正しい。しかしあなたのことである。ニアブサロムは早く起きて門の道に駆ける者五十人を備えた。ニアブサロムは早く起きて門の道であれた。ニアブサロムは早く起きて門の道であれた。ニアブサロムは早く起きて門の道である。まですか」。その人が「しもべはイスラエルのこれこれでいます。までは、アブサロムは自分のために戦車と馬、および自分の前の部族のものです」と言うと、ニアブサロムは早く起きて門の道である。あなたの要求は良く、また正しい。しかしあなたのことである。あなたの要求は良く、また正しい。しかしあなたのことを聞くべき人は王がまだ立てていない」。四アブサロムはまたを聞くべき人は王がまだ立てていない」。四アブサロムはまたを聞くべき人は王がまだ立てていない」。四アブサロムはまたを聞くべき人は王がまだ立てていない」。四アブサロムはまたを聞くべき人は王がまだ立てていない」。四アブサロムはまたである。

とした。 手を伸べ、その人を抱きかかえて口づけした。 \* アブサロムは玉でのだが」。 # そして人が彼に敬礼しようとして近づくと、彼はるのだが」。 # そして人が彼に敬礼しようとして近づくと、彼はしの所にきて、わたしはこれに公平なさばきを行うことができ にさばきを求めて来るすべてのイスラエルびとにこのようにし 言い 11 た。こうしてアブサロムはイスラエルの人々の心を自分のも こった、 のに。 「ああ、 そうすれば訴え、または申立てのあるもの わ たしがこの 地も のさばきびとであっ たならばよ 皆なわ

せるい。へそれは、しもべがスリヤのゲシュルにいた時、誓いを立さい。へそれは、しもべがスリヤのゲシュルにいた時、誓いを立さい。へそれは、しもべがスリヤのゲシュルにいた時、誓いを立てて、『もし主がほんとうにわたしをエルサレムに連れ帰ってくださるならば、わたしは主に礼拝をささげます』と言ったからです」。ヵ 王が彼に、「安らかに行きなさい」と言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。「○ そしてアブサロムは密使をイスラエアへブロンへ行った。「○ そしてアブサロムは密使をイスラエルのすべての部族のうちにつかわして言った、「ラッパの響きを聞くならば、『アブサロムがヘブロンで王となった』と言いなさい」。 二 二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。 二 二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。 二 二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。 二 二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共い。 こ 二百人の招かれた者がエルサレムからアブサロムと共いる情に人をつかわして、ダビデのブサロムは犠牲をささげている間に人をつかわして、ダビデの議官ギロびとアヒトペルを、その町ギロから呼び寄せた。徒党議会、民族といた。 にどうぞわた は強く、民はしだいにアブサロムに加わった。

す」。「<こうして王は出て行き、その全家は彼に従った。王はた、「しもべたちは、わが主君、王の選ばれる所をすべて行いまた。」 な彼に従った。彼らは町はずれの家にとどまった。|^彼のしかれしたがった。彼らは町はずれの家にとどまった。|^なのしかれしたがった。 ままち こま 王は出て行き、民はみ十人のめかけを残して家を守らせた。| ままり でいきった なみ をもって町を撃つであろう」。「五王のしもべたちは王に言っ ことはできなくなるであろう。 と一緒にエルサレムにいるすべての家来に言った、「立て、われ べてのペレテびと、および彼に従ってガテからきた六百人のガ もべたちは皆、彼のかたわらを進み、すべてのケレテびとと、す と、彼らが急ぎ追いついて、われわれに害をこうむらせ、つるぎ こう ここひとりの使者がダビデのところにきて、「イスラエルの人々 テびとは皆、王の前に進んだ。 われは逃げよう。そうしなければアブサロムの前からのがれる の心はアブサロムに従いました」と言った。|四ダビデは、 急いで行くがよい。さもない 自ぶん

真実をあなたに示してくださるように」。三 しかしイッタイはあなたの兄弟たちも連れて帰りなさい。どうぞ主が恵みとあなたの兄弟 からです。 IO あなたは、きのう来たばかりです。 「n 時に王はガテびとイッタイに言った、「どうしてあなたもま」。 われと共にさまよわせてよいでしょう。 い。あなたは外国人で、また自分の国から追放された者だい。あなたは外国人で、また自分の国から追放された者だわれわれと共に行くのですか。あなたは帰って王と共にい 所を知らずに行くのに、どうしてきょう、 あなたは帰りなさい。 あなたを、 わたしは自分 われ

> 渡って進み、民は皆進んで荒野の方に向かった。
>
> なみな大声で泣いた。民はみな進んだ。王もまたキデロンの谷をある大声でないた。民はみな進んだ。王もまたキデロンの谷をいる。 る。 そこにおります」。三ダビデはイッタイに言った、「では準んで の従者および彼と共にいた子どもたちも皆、 行きなさい」。そこでガテびとイッタイは進み、また彼のすべて 王に答えた、「主は生きておられる。 わが君、王のおられる所に、死ぬも生きるも、 わが 君、 王は生きておられ 進んだ。 III 国中 しもべもまた

の渡し場にとどまります」。ニヵそこでヂヾヮ・・ヮ・・・・・たしはあなたがたから言葉があって知らせをうけるまで、たしはあなたがたから言葉があって知らせをうけるまで、 待った。 ll そこで王はザドクに言った、「神の箱を町にかきもまらは神の箱をおろして、民がことごとく町を出てしまうのをない。 ないるすべてのレビびともまた、神の契約の箱をかいてきた。 ヤタルの子ヨナタンを連れて、安らかに町に帰りなさい。 タルも、ふたりの子たち、すなわちあなたの子アヒマアズとアビ す」。これ王はまた祭司ザドクに言った、「見よ、す」。これ王はまた。 ことをわたしにしてくださるように。 ばない』とそう言われるのであれば、どうぞ主が良しと思われる どすがよい。もしわたしが主の前に恵みを得るならば、 三四そしてアビヤタルも上ってきた。見よ、ザドクおよび彼と共 のほ くださるであろう。ニト、しかしもし主が、『わたしはおまえを喜 たしを連れ帰って、わたしにその箱とそのすまいとを見させて 箱をエルサレムにかきもどり、そこにとどまった。 場にとどまります」。ニホそこでザドクとアビヤタル わたしはここにおりま あなたもアビヤ 主はわ

の

王の家から聞くことをことごとく祭司たち、ザドクとアビヤタと、かなたと共にあそこにいるではないか。それゆえ、あなたは ことができるであろう。 三五祭司たち、ザドクとアビヤタルと よってわたしに通報しなさい」。゠゠そこでダビデの友ホシャイ ルとに告げなさい。 🛚 \*\* あそこには彼らと共にそのふたりの子 もべであったように、わたしは今あなたのしもべとなります』と と共に進むならば、わたしの重荷となるであろう。〓ロしかしも ビデを迎えた。IIII ダビデは彼に言った、「もしあなたがわたし ンとがいる。 言うならば、あなたはわたしのためにアヒトペルの計略を破る なたのしもべとなります。わたしがこれまで、あなたの父のし しあなたが町に帰ってアブサロムに向かい、『王よ、わたしはあ ルキびとホシャイはその上着を裂き、 頭に土をかぶり、来てダ |町にはいった。その時アブサロムはすでにエルサレムには すなわちザドクの子アヒマアズとアビヤタルの子ヨナタ あなたがたは聞いたことをことごとく彼らの手に 見<sup>み</sup>よ、 ア

いっていた。

# 第一六章

「ダビデが山の頂を過ぎて、すこし行った時、メピボセテのしも、 デバは、くらを置いた二頭のろばを引き、その上にパン二百個、干ぶどう百ふさ、夏のくだもの一百、ぶどう酒一袋を載せてきてダビデを迎えた。ニ 王はヂバに言った、「あなたはどうしてきてダビデを迎えた。ニ 王はヂバに言った、「あなたはどうしてこれらのものを持ってきたのですか」。ヂバは答えた、「ろばはまの家族が乗るため、パンと夏のくだものは若者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で弱った者が飲むためです」。三 王は言った、「あなたの主人の子はどこにおるのですか」。ヂバは王高った、「あなたの主人の子はどこにおるのですか」。ヂバは王とごとくあなたのものです」。ヂバは言った、「あなたのものです」。ヂバは言った、「あなたのものです」。ヂバは言った、「わたしの父の国をわたしに返すであろう』と思ったのです」。カが主、王よ、あなたの前にいつまでも恵みを得させてください」。

デ王のもろもろの家来に向かって石を投げた。その時、民と彼は出てきながら絶えずのろった。\* そして彼はダビデとダビりそこから出てきた。その名をシメイといい、ゲラの子である。 ダビデ王がバホリムにきた時、サウルの家の一族の者がひと ダビデエがバホリムにきたり、

主はわたしの悩みを顧みてくださるかもしれない。また主はを許してのろわせておきなさい。主が彼に命じられたのだ。三 うしてわが主、王をのろってよかろうか。わたしに、行って彼のヵ時にゼルヤの子アビシャイは王に言った、「この死んだ犬がど 求めている。今、このベニヤミンびととしてはなおさらだ。彼なの家来とに言った、「わたしの身から出たわが子がわたしの命をの家った。」 首を取らせてください」。 10 しかし王は言った、「ゼルヤの子た へ あなたが代って王となったサウルの家の血をすべて主があない。 まき 息をついだ。 いき および共にいる民はみな疲れてヨルダンに着き、 知れない」。ここうしてダビデとその従者たちとは道を行った だれが、『あなたはどうしてこういうことをするのか』と言って 渡された。見よ、あなたは血を流す人だから、一災に会うのだ」。 勇士たちはみな王の左右にいた。セシメイはのろう時にこう きょう彼ののろいにかえて、わたしに善を報いてくださるかも よいであろうか」。 ニ ダビデはまたアビシャイと自分のすべて は、主が彼に、『ダビデをのろえ』と言われたからであるならば、 ちよ、あなたがたと、なんのかかわりがあるのか。彼がのろうの .報いられたのだ。主は王国をあなたの子アブサロムの手にむ。 シメイはダビデに並んで向かいの山の中腹を行き、 「血を流す人よ、よこしまな人よ、立ち去れ、 また彼に向かって石や、ちりを投げつけた。 彼はそのご 立ち去れ。 た。 「四 王<sup>s</sup> うな

残された、 伺うようであった。 彼らがアブサロムのために屋上に天幕を張ったので、アブサロかれたと一緒にいる者の手は強くなるでしょう」。三こうしてあなたと一緒にいる者の手は強くなるでしょう。そしてエルは皆あなたが父にに憎まれることを聞くでしょう。そして シャイはアブサロムに「王万歳、王万歳」と言った。」セアブサ 三川そのころアヒトペルが授ける計りごとは人が神のみ告げを ヒトペルはアブサロムに言った、「あなたの父が家を守るために れわれがどうしたらよいのか、計りごとを述べなさい」。三 ア たの父の前に仕えたように、わたしはあなたの前に仕えます」。 べきですか。その子の前に仕えるべきではありませんか。 その人と一緒におります。「ヵかつまたわたしはだれに仕える」。 とイスラエルのすべての人々が選んだ者にわたしは属し、 か」。「ヘホシャイはアブサロムに言った、「いいえ、主とこの のか。 ロムはホシャイに言った、「これはあなたがその友に示す真実ない」とは、これにいる。 友であるアルキびとホシャイがアブサロムのもとにきた時、 I 五さてアブサロムとすべての民、 三のそこでアブサロムはアヒトペルに言った、「あなたがたは、わ ムは全イスラエルの目の前で父のめかけたちの所にはいった。 ムにきた。アヒトペルもアブサロムと共にいた。 ≒ ダビデの ロムにも共にそのように思われた。 あなたはどうしてあなたの友と一緒に行かなかったの法かシャイに言った。 ここしょ じゅうじゅうしん めかけたちの所にはいりなさい。そうすればイスラ アヒトペルの計りごとは皆ダビデにもアブ イスラエルの人々はエルサレ あな つ

# 第一七章

ー 時にアヒトペルはアブサロムに言った、「わたしに一万二千のたった。とこの言葉はアブサロムとイスラエルのすべておられるのはただひとりの命だけですから、民はみな穏やかにおられるのはただひとりの命だけですから、民はみな穏がその夫も、わたしは王ひとりを撃ち取り、三すべての民を花嫁がその夫も、わたしは王ひとりを撃ち取り、三すべての民を花嫁がその夫も、わたしは王ひとりの命だけですから、民はみな穏やかにかるでしょう」。四この言葉はアブサロムとイスラエルのすべてなるでしょう」。四この言葉はアブサロムに言った、「わたしに一万二千のの長 老の心にかなった。

でも穴の中か、どこかほかの所にかくれています。 父はいくさびとですから、民と共に宿らないでしょう。π彼は今ホッジ 子を奪われた熊のように、ひどく怒っています。 また、あなたのこ うば くま ブサロムに言った、「このたびアヒトペルが授けた計りごとは良うべきか。いけないのであれば、言いなさい」。セホシャイはア まそこでアブサロムは言った、「アルキびとホシャイをも呼びよ せなさい。われわれは彼の言うことを聞きましょう」。^ホシャ あなたの父とその従者たちとは勇士です。 くありません」。^ホシャイはまた言った、「ごぞんじのように、 ヒトペルはこのように言った。 イがアブサロムのもとにきた時、 われわれは彼の言葉のように行 アブサロムは彼に言った、「ア 言いなさい」。セホシャイはア その上彼らは、 もし民のう 野<sup>の</sup>

> う。 かる場所で彼を襲い、つゆが地におりるように彼の上に下る。がる場所で彼を襲い、つゆが地におりるように彼の上に下る。ずから戦いに臨むことです。ここうしてわれわれは彼の見つずから戦いに臨むことです。ここうしてわれわれは彼の見つ そして彼および彼と共にいるすべての人をひとりも残さないで ブサロムに災を下そうとして、アヒトペルの良い計りごとを破れる。 はその町になわをかけ、われわれはそれを谷に引き倒して、そこ しょう。こもし彼がいずれかの町に退くならば、 バまで、海べの砂のように多くあなたのもとに集めて、あなたみ ところでわたしの計りごとは、イスラエルをダンからベエルシ いる者が、勇ましい人々であることを知っているからです。こ ルのすべての人が、あなたの父の勇士であること、また彼と共にからいている。 あっても、 『アブサロムに従う民のうちに戦死者があった』と言うでしょ ちの幾人かが手始めに倒れるならば、それを聞く者はだれでも、 ることを定められたからである。 は、アヒトペルの計りごとよりもよい」と言った。 それは主がア ムとイスラエルの人々はみな、「アルキびとホシャイの に一つの小石も見られないようにするでしょう」。 🏻 アブサロ - 0 そうすれば、ししの心のような心のある勇ましい人で 恐れて消え去ってしまうでしょう。それはイスラエ 全イスラエル 計りごと

した。「そそれゆえ、あなたがたはすみやかに人をつかわしてダにこういう計りごとをした。またわたしはこういう計りごとをた、「アヒトペルはアブサロムとイスラエルの長きをのため「mそこでホシャイは祭司たち、ザドクとアビヤタルとに言っ

渡らない者はひとりもなかった。

ろば

は小川を渡って行きました」。彼らは尋ねたが見当らなかったよがあった。かれまから、ないは彼らに言った、「あの人々とヨナタンはどこにいますか」。などないかった。 ンロゲルで待っていた。ひとりのつかえめが行って彼らに告でしょう』と言いなさい」。「も時に、ヨナタンとアヒマアズはエ た。その人の庭に井戸があって、彼らはその中に下ったので、こらふたりは急いで去り、バホリムの、あるひとりの人の家にきらふたりは急いで去り、バホリムの、あるひとりの人の家にき ころがひとりの若者が彼らを見てアブサロムに告げたので、彼らが町にはいるのを見られないようにするためである。「^と ブサロムのしもべたちはその女の家にきて言った、「アヒマアズ のでエルサレムに帰った。 にまき散らした。それゆえその事は何も知れなかった。三〇ア きなさい。さもないと王および共にいる民はみな、滅ぼされる ビデに告げ、『今夜、荒野の渡し場に宿らないで、必ず渡って行い 彼らは行ってダビデ王に告げるのが常であった。それは彼ホッポ

べての民と一緒にヨルダンを渡った。夜明けには、 ごとをしたからです」。 == そこでダビデは立って、共にいるす げた。すなわち彼らはダビデに言った、「立って、すみやかに川カゥ を渡りなさい。アヒトペルがあなたがたに対してこういう計り ヨルダンを 第 る。

家の人に遺言してみずからくびれて死に、その父の墓に葬られいえ、ひと、ゆいこん。 しょう はか ほうむ にくらを置き、立って自分の町に行き、その家に帰った。そして た。

をダビデおよび共にいる民が食べるために持ってきた。 彼らが、「民は荒野で飢え疲れかわいている」と思ったからであずれ 小麦、大麦、粉、いり麦、豆、レンズ豆、ニュ蜜、凝乳、羊、乾酪 こせダビデがマハナイムにきた時、アンモンの人々のうちのラバ してイスラエルとアブサロムはギレアデの地に陣取った。 とったイシマエルびと、名はイトラという人の子である。エス そ アブサロムはアマサをヨアブの代りに軍の長とした。 いるイスラエルのすべての人々と一緒にヨルダンを渡った。」ま 三 ダビデはマハナイムにきた。またアブサロムは自分と共に のナハシの子ショビと、ロ・デバルのアンミエルの子マキル、お かのナハシの娘でヨアブの母ゼルヤの妹であるアビガルをめ アマサは それ

# 一八章

百人の長を立てた。こそしてダビデは民をつかわし、三分の一をいる。 ヨアブの手に、三分の一をゼルヤの子ヨアブの兄弟アビシャイ さてダビデは自分と共にいる民を調べて、その上に千人の長、

ブサロムは騾馬に乗っていたが、騾馬は大きいかしの木の、茂っぇさてアブサロムはダビデの家来たちに行き会った。その時ア日、森の滅ぼした者は、つるぎの滅ぼした者よりも多かった。 たちの前に関れた。その日その所に戦死者が多く、二万に及んたちの前に撃れた。その日その所に戦んしゃ、ままれるの森で戦ったが、セイスラエルの民はその所でダビデの家来へこうして民はイスラエルに向かって野に出て行き、エフライ たこうして民はイスラエルに向かって野に出て行き、エフロいてすべての長たちに命じている時、民は皆聞いていた。
ないます。 かっ たは町の中からわれわれを助けてくださる方がよろしい」。四王には町の中からわれわれの一万に等しいのです。 それゆえあなしかしあなたはわれわれの一万に等しいのです。 それゆえあな シャイおよびイッタイに命じて、「わたしのため、若者アブサロ しましょう」。 こうして王は門のかたわらに立ち、民は皆あるい われわれがどんなに逃げても、彼らはわれわれに心をとめず、 て王は民に言った、「わたしもまた必ずあなたがたと一緒に出 は百人、あるいは千人となって出て行った。エエヒヨアブ、アビ は彼らに言った、「あなたがたの最も良いと思うことをわたしは れわれの半ばが死んでも、 へそして戦いはあまねくその地のおもてに広がった。 三しかし民は言った、「あなたは出てはなりません。 、彼は天地の間につりさがった。騾馬は彼を捨てて過ぎ、タネポーーピルトを通ったので、アブサロムの頭がそのかしの木にかレピートムロ゚ 一分がんの一・ をガテびとイッタイの手にあずけた。 われわれに心をとめないからです。 それ こうし この . わ は ま

せんから、あなたはみずから立ってわたしを責められたでしょの命をそこなったのであれば、何事も王に隠れることはありま保護せよ』と命じられたからです。こもしわたしがそむいて彼保護せよ』と命じられたからです。こ もしわたしがそむいて彼ないとアビシャイとイッタイに、『わたしのため若者アブサロムをとアビシャイとイッタイに、『わたしのため若者アブサロムを 通した。「mヨアブの武器を執る十人の若者たちは取り巻いて、たいかって、なお生きているアブサロムの心臓にこれを突きおられない」と言って、手に三筋の投げやりを取り、あのかしのおられない」と言って、手に三筋の投げやりを取り、あのかしのう」。「mそこで、ヨアブは「こうしてあなたと共にとどまってはう」。「mそこで、ヨアブは「こうしてあなたと共にとどまっては たというのか。それなら、どうしてあなたは彼をその所で、地にた」。ニョアブはそれを告げた人に言った。ニョアブはそれを告げた人に言った。ニョアブはそれを告げた人に言った。ニョアブはそれを告げた人に言った。 ことはしません。王はわれわれが聞いているところで、 を与えたであろうに」。三その人はヨアブに言った、「たといわ アブサロムを撃ち殺した。 た」。こヨアブはそれを告げた人に言った、「あなたはそれを見 て行った。一つひとりの人がそれを見てヨアブに告げて言っ たしの手に銀千シケルを受けても、手を出して王の子に敵する 「わたしはアブサロムが、かしの木にかかっているのを見まし あなた

ある。「も人々はアブサロムを取って、森の中の大きな穴に投げとを追うことをやめて帰った。ヨアブが民を引きとめたからで 「キ、こうしてヨアブがラッパを吹いたので、 ラエ その上にひじょうに大きい石塚を積み上げた。 ールは みなおの お のその 天幕に逃げ帰った。 民はイスラエ \_ 八 さてアブ そしてイ エルの

ス い

今日までアブサロムの碑ととなえられている。 まったからである。彼はその柱に自分の名をつけた。その柱は思ったからである。彼はその柱に自分の名を伝える子がない」とてた。それは彼が、「わたしは自分の名を伝える子がない」とてた。それは彼が、「わたしは自分の名を伝える子がない」といる。 まったに しょん ないしょう たいしょう はいちん はいしょう たいしょん

とも、 三 ヨアブはクシびとに言った、「行って、あなたの見た事を王にきょうは王の子が死んだので、 おとずれを伝えてはならない」。 て、 を走って行き、クシびとを追い越した。 ザドクの子アヒマアズは重ねてヨアブに言った、「何事があろう 告げなさい」。クシびとはヨアブに礼をして走って行った。三 てはならない。おとずれを伝えるのは、 元さてザドクの子アヒマアズは言った、 に言った、「走って行きなさい」。そこでアヒマアズは低地に言った、「走って行きなさい」。そこでアヒマアズは低地 た、「何事があろうとも、わたしは走って行きます」。 しょう」。二0ヨアブは彼に言った、「きょうは、 どうしてあなたは走って行こうとするのか」。==彼は言っ。ヨアブは言った、「子よ、おとずれの報いを得られないの 主が王を敵の手から救い出されたおとずれを王に伝えま わたしにもクシびとのあとから走って行かせてくださん。 「わたしは走って行っ ほかの日にしなさい。 おとずれを伝え スは低地の道。ヨアブは彼れ

良いおとずれを持ってくるであろう」。 とずれがあるであろう」。その人は急いできて近づいた。 これを持っているの子アヒマアズのようです」。 正は言った、「まっ先に走って来るのだ」。 これを持った、「見よ、ほかにただひとりで走って来る方に呼ばわって言った、「見よ、ほかにただひとりで走って来る方に呼ばわって言った、「見よ、ほかにただひとりで走って来る方に呼ばわって言った、「見よ、ほかにただひとりで走って来る方に呼ばわって言った、「見よ、ほかにただひとりで走って来る方に呼ばわって言った、「まった」とずれがあるであろう」。

「大きない」。ではわきへ行って立った。
「大きない」。ではいった、「わきへ行って、そこに立っていなされますように」。そして王の前に地にひれ伏して言った、「あないな。」。 アヒマアズは答えた、「ヨアブがしもべをつかわ 平安ですか」。アヒマアズは答えた、「ヨアブがしもべをつかわ 平安ですか」。アヒマアズは答えた、「ヨアブがしもべをつかわ できょう ちょう まっ まっ これ まは 三、わが君に敵して手をあげた かまっ かっと できる とき という できる とき いっと で は こった 、「わきへ行って、そこに立っていなさい」。彼はわきへ行って立った。

になりますように」。三三王はひじょうに悲しみ、門の上のへやできなりますように言った者どもの手から、あなたを救い出されたのです」。三三王はクシびとに言った、「若者アブサロムは不らですか」。クシびとは答えた、「王、わが君の敵、およびすべてあなたに敵して立った者どもの手から、あなたを救い出されたのです」。三三王はクシびとに言った、「若者アブサロムはできるなった。 という ここ その時クシびとがきた。そしてそのクシびとは言った、「わここ その時クシびとがきた。そしてそのクシびとは言った、「わここまでは、「おいまだ」というに悲しみ、門の上のへやになりますようによった。

ブサロムよ。 て死ねばよかったのに。アブサロム、 「ロムよ。わが子、わが子アブサロムよ。ああ、わたしが代っ」って泣いた。彼は行きながらこのように言った、「わが子ア わが子よ、 わが子よ」。

#### 第 一九章

べての民の悲しみとなった。それはその日、民が、「王はその子めに泣き悲しんでいる」と言った。ここうしてその日の勝利はす時にヨアブに告げる者があって、「見よ、王はアブサロムのた。」 王は大声に叫んで、「わが子アブサロムよ。アブサロム、わが子るように、ひそかに町にはいった。四王は顔をおおった。そして して民はその日、戦いに逃げて恥じている民がひそかに、のために悲しんでいる」と人の言うのを聞いたからである。 あなたが自分を憎む者を愛し、自分を愛する者を憎まれるからを救ったすべての家来の顔をはずかしめられました。 < それは すこ娘たちの命、およびあなたの妻たちの命と、めかけたちの命にきて言った、「あなたは、きょう、あなたの命と、あなたのむ なたの目にかなったでしょう。t今立って出て行って、しもべた アブサロムが生きていて、われわれが皆きょう死んでいたら、あ ないことを示されました。 わが子よ」と言った。エ時にヨアブは家にはいり、王のもと あなたは、きょう、軍の長たちをも、しもべたちをも顧み きょう、わたしは知りました。 はい Ξそ

> す。 べての民に、「見よ、王は門に座している」と告げたので、民はしょう」。<そこで王は立って門のうちの座についた。人々はすしょう」。< でにこうむられたすべての災よりも、あなたにとって悪 る者はひとりもないでしょう。これはあなたが若い時から今ま ちにねんごろに語ってください。わたしは主をさして誓いる。 みな王の前にきた。 もしあなたが出られないならば、今夜あなたと共にとどま 心いで

そとに逃げておられる。10またわれわれが油を注いで、われわとの手から助け出された。しかし今はアブサロムのために国のはわれわれを敵の手から救い出し、またわれわれをペリシテびはわれわれを敵の手から救い出し、またわれわれをペリシテびはかれかれを敵の手から救い出し、またわれわれをペリシテびはおれた。なると、「まった」では、ないのものもので、「素に逃げ帰った。れそしてイさてイスラエルはおのおのその天幕に逃げ帰った。れそしてイさてイスラエルはおのおのその天幕に逃げ帰った。れそしてイ どうしてあなたがたは王を導きかえることについて、 わないのか」。 の上に立てたアブサロムは戦いで死んだ。それであるのに、 何をも言

れ

兄弟が きかえる最後の者となるのですか。こあなたがたは 言葉が王に達したのに、どうしてあなたがたは王をその家に導て言った、「ユダの長 老たちに言いなさい、『全イスラエルので言った。「ユダの長 老たちに言いなさい、『全イスラエルの こ ダビデ王は祭司たちザドクとアビヤタルとに人をつ わ 0) 者となるのですか』。「『またアマサに言いなさい、『あなたは』。 たしの骨肉ではありませんか。 わたしの骨肉です。それにどうして王を導きかえる最後、る最後の者となるのですか。こあなたがたはわたしの これから後あなたをヨアブに か

代えて、 ルダンまで来ると、ユダの人々は王を迎えるためギルガルにき てきてください」と言いおくった。「五そこで王は帰ってきてヨ たので、彼らは王に、「どうぞあなたも、すべての家来たちも帰ったので、彼らはまら、「どうぞあなたも、すべての家来たちも帰っ デはユダのすべての人の心を、ひとりのように自分に傾けさせ 幾重にもわたしを罰してくださるように』」。 王にヨルダンを渡らせた。 わたしの軍の長とします。 もしそうしないときは、 一四こうしてダビ 神 が が

サレムを出られた日に、しもべがおこなった悪い事を思いまない。 ヤミンびとが彼と共にいた。またサウルの家のしもベヂバもそ れないように。どうぞ王がそれを心に留められないように。 とをしようと渡し場を渡った。ゲラの子シメイはヨルダンを渡れ の十五人のむすこと、二十人のしもべを従えて、王の前にヨルダ の人々と共に下ってきて、ダビデ王を迎えた。」も一千人のベニ 「大バホリムのベニヤミンびと、ゲラの子シメイは、 めに殺されるべきではありませんか」。 三 ダビデは言った、 言った、「シメイは主が油を注がれた者をのろったので、 しもべは自分が罪を犯したことを知っています。 わたしはきょう、ヨセフの全家のまっ先に下ってきて、 王を迎えるのです」。 ニゼルヤの子アビシャイは答えて 、王の前にひれ伏し、「丸王に言った、「どうぞわが って思い事を思い出さい。またわが君、王のエルに。またわが君、王のエルーに言てす それゆえ、 急いでユダ そのた 「あ わが = 見み

八

言って、王は彼に誓った。あろうか」。〓こうして王はシメイに、「あなたを殺さない」とあるうか」。〓こうして王はシメイに、「あなたを殺さない」と スラエルの王となったことを、どうして自分で知らないことが なたがたゼルヤの子たちよ、 スラエルのうちで人を殺して良かろうか。 あって、あなたがたはきょうわたしに敵対するのか。 きょう、イ あなたがたとなにの わたしが、 かかか きょうイ わりが

王に訴えることができましょう」。 〒 王は彼に言った、サラー ゥュト ないのに、あなたはしもべを、 こせところが彼はしもべのことをわが主、王の前に、あしざまに て王と共に行く』と言ったのです。しもべは足なえだからです。 に、『わたしのために、ろばにくらを置け。わたしはそれに乗っ が主、王よ、わたしの家来がわたしを欺いたのです。 どうしてわたしと共に行かなかったのか」。三々彼は答えた、「 きて王を迎えた時、王は彼に言った、「メピボセテよ、あなたは 去った日から安らかに帰る日まで、その足を飾らず、そのき のうちに置かれました。わたしになんの権利があって、 ます。それで、 言ったのです。 三四サウルの子メピボセテは下ってきて王を迎えた。 はどうしてなおも自分のことを言うのですか。 わたしの父の全家はわが主、 しかし、わが主、王は神の使のようでいらせられ あなたの良いと思われることをしてください。こ あなたの食卓で食事をする人々 王の前にはみな死んだ人にすぎ わたしは決めま しもべは彼がれ 彼れ 「あなた いひげを 重さ は 王 ねて

工

テは王に言った、「わが主、 彼にそれをみな取らせてください」。 なたとヂバとはその土 王が安らかに家に帰られたのよう。\*\*\* の土地を分けなさい」。=O メ。 IIO メピボ で す か セ

しと共におらせて養いましょう」。 三四 バルジライは王に言っ一緒に渡って行きなさい。 わたしはエルサレムであなたをわたい。 ま るもの、飲むものを味わうことができましょうか。わたしは歌良いこと悪いことがわきまえられるでしょうか。しもべは食べま られなければならないのでしょうか。゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚とうぞしもべを帰らし行きましょう。どうして王はこのような報いをわたしに報い た、「わたしは、なお何年いきながらえるので、王と共にエルサ ジライは、 三さてギレアデびとバルジライはロゲリムから下ってきて、 う男や歌う女の声をまだ聞くことができましょうか。 ている間、王を養った。 == 王はバルジライに言った、「わたしと ルダンで王を見送るため、王と共にヨルダンに進んだ。III バ いでしょうか。エト、しもべは王と共にヨルダンを渡って、 レムに上るのですか。wwわたしは今日八十歳です。 ひじょうに裕福な人であったので、王がマハナイムにとどまっ 王と共に彼を渡って行かせてください。またあなたがいただし、あなたのしもベキムハムがここにおります。 しもべはどうしてなおわが主、王の重荷となってよろし ひじょうに年老いた人で八十歳であった。彼はまた、 わたしは自分の町で、 父母の墓の近くで死にま またあなたが良いこにおります。わが わたしに、 それであ ただがま ル Ξ

> だ。キムハムも彼と共に進んだ。ユダの民はみな王を送り、たので、彼は自分の家に帰っていった。go 王はギルガルに進たので、まはは彼った時、バルジライに口づけして、祝書なりのを渡った。まは彼った時、バルジライに口づけして、祝きなりのです。またまであった。 スラエルの民の半ばもまたそうした。 な、 思われる事を彼にしましょう。はわたしと共に渡って行かせま と思わ わたしと共に渡って行かせます。 で渡った。王は渡った時、バルジライに口づけして、祝 福しかだった。 まっぱだったという あなたのためにいたします」。 〓nこうして民はみなヨルダ れる事を彼にしてください」。 またあなたが望まれ わたしは、 三八王は答えた、 あなたが良 ルガルに進ん ることは 「キム いと 2

王の物を食べたことがありますか。 王が何か賜物をわまう もの たはどうしてこの事で怒られるのですか。 われわれがんはどうしてこの事で怒られるのですか。 われわれがルの人々に答えた、「王はわれわれの近親だからです。」 ひとびと こと ます。 て、 れ ダビデのうちにもわ に答えた、「わ 与えたことがありますか」。 ヨルダンを渡らせたのですか」。四二ユダの人々はみなイスラエ れわれの兄弟であるユダの人々は、何ゆえにあなたを盗み去っ 四つさてイスラエルの人々はみな王の所にきて、 じたのですか。 ルの人々の言葉よりも激しわれではないのですか」。 王とその家族、およびダビデに伴っているすべての従者\*\*。 らですか。われらの王を導き帰ろうと最初に言ったのはそれであるのに、どうしてあなたがたはわれわれを軽 れわれは王のうちに十の分を持っています。ありますか」。 四三 イスラエルの人々はユダの れわれはあなたがたよりも多くを持ってい しかしユ かった。 王が何か賜物をわれわれにいすか。われわれが少しでも ダの人々の言葉はイスラ 王に言った、「 はユダの人々 あなたが また

# 第二〇章

い。 したが、ことで、その所にひとりのよこしまな人があって、名をシバとっさて、その所にひとりのよこしまな人があって、名をシバといった。ビクリの子で、ベニヤミンびとであった。彼はラッパの子の大変に従う事をやめて、ビクリの子で、ベニヤミンびとであった。彼はラッパのその天幕に帰りなさい」。こそこでイスラエルの人々は皆ダビのその天幕に帰りなさい」。こそこでイスラエルよ、おのおエッサイの子のうちに嗣業を持たない。イスラエルよ、おのおエッサイの子のうちに嗣業を持たない。イスラエルよ、おのおことが、といった。ビクリの子で、ベニヤミンびとであった。彼はラッパいった。ビクリの子で、ベニヤミンびとであった。彼はラッパとことで、その所にひとりのよこしまな人があって、名をシバとこさて、その所にひとりのよこしまな人があって、名をシバと

こ。 では、アンドのでは、アンドのでは、アンドのでは、アンドのでは、 でいます でしょう からじょ でいまた養 ったが、彼女たちの所には、はいらなかった。れて守り、また養 ったが、彼女たちの所には、はいらなかった。ために残しておいた十人のめかけたちを取って、一つの家に入ために残しておいた十人のめかけたちを取って、一つの家に入れてがいませば、 でいる ぎょく いき ダビデはエルサレムの自分の家にきた。そして王は家を守る 単 ダビデはエルサレムの自治の家にきた。そして王は家を守る

獲て、われわれを悩ますであろう」。tこうしてヨアブとケレテルで、で、彼のあとを追いなさい。 さもないと彼は堅固な町々をを呼び集めて、ここにきなさい」。 まアマサはユダを呼び集めるを呼び集めて、ここにきなさい」。 まアマサはユダを呼び集めるを呼び集める。 あなたの主君の まったちをムよりも多くの害をするであろう。 あなたの主君の まったちをムよりも多くの害をするであろう。 あなたの主君の まったちをムよりも多くの害をするであろう。 あなたの主君の まったちをいて、彼のあとを追いなさい」。 まアマサはユダを呼び集めるを呼び集めて、ここにきなさい」。 まアマサはユダを呼び集めるといて、おいて、おいて、おいとのため三日のうちにユダの人々図 王はアマサに言った、「わたしのため三日のうちにユダの人々図 王はアマサに言った、「わたしのため三日のうちにユダの人々図 王はアマサに言った、「わたしのため三日のうちにユダの人々図 王はアマサに言った、「わたしのため三日のうちにユダの人々図 王はアマサに言った、「わたしのため三日のうちにユダの人々図 エはアマサに言った。

出た。すなわち彼らはエルサレムを出て、ビクリの子シバのあとを追った。<彼らがギベオンにある大石のところにいた時、アマサがきて彼らに会った。時にヨアブは軍服を着て、帯をしめ、その上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに納めたつるぎを腰に結んで帯びていたが、彼がその上にさやに対しまっとしたが、「兄弟」はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流はそれをもってアマサの腹部を刺して、そのはらわたを地に流がととペレテびと、およびすべての勇士はアビシャイに従ってびととペレテびと、およびすべての勇士はアビシャイに従ってびととペレテびと、およびすべての勇士はアビシャイに従ってびととペレテびと、およびすべての勇士はアビシャイに従って

こうしてヨアブとその兄弟アビシャイはビクリの子シバのあとを追った。こ時にヨアブに味方する者、ダビデにつく者はヨらに立って言った、「ヨアブに味方する者、ダビデにつく者はヨらに立って言った、「ヨアブに味方する者、ダビデにつく者はヨらに立って言った、「ヨアブに味方する者、ダビデにつく者はヨらに立って言った、「ヨアブに味方する者、ダビデにつく者はヨらに立った。この人は民がみな立ちどまるのを見て、アマサを大路まった。この人は民がみな立ちどまるのを見て、アマサを大路まった。この人は民がみな立ちどまるのを見て、アマサを大路がら畑に移し、衣服をその上にかけた。ここアマサが大路の中にされたので、民は皆ヨアブに従って進み、ビクリの子シバのあされたので、民は皆ヨアブに従って進み、ビクリの子シバのあとを追った。

のアベルにきた。ビクリびとは皆、集まってきて彼に従っいいはイスラエルのすべての部族のうちを通ってベテマア

四四

力

リ の 子、 うであるのに、あなたはイスラエルのうちで母ともいうべき町た。 - ヵ わたしはイスラエルのうちの平和な、忠 誠な者です。そ 人々はいつも、『アベルで尋ねなさい』と言って、事を定めまし で、「聞きましょう」と彼は言った。「<そこで女は言った、「昔、すると女は彼に「はしための言葉をお聞きください」と言ったのすると たの所へ投げられるでしょう」。三 こうしてこの女が知恵を去ります」。 女はヨアブに言った、「彼の首は城壁の上からあなぉ りません。三事実はそうではなく、エフライムの山地の人ビク うではなく、わたしが、のみ尽したり、滅ぼしたりすることはあ うとされるのですか」。こ3ヨアブは答えた、「いいえ、決してそ 「あなたがヨアブですか」と言った。彼は「そうです」と答えた。 あります』と言ってください」。「t彼がその女に近寄ると、女はあります』と言ってください」。「t彼がその女に近寄ると、女は りでに向かって立てられた。こうして彼らは城壁をくずそう もって、すべての民の所に行ったので、彼らはビクリの子シバ ヨアブに、『ここにきてください。わたしはあなたに言うことが わった、「あなたがたは聞きなさい。あなたがたは聞きなさい。 としてこれを撃った。「<その時、ひとりの賢い女が町から呼ば マアカのアベルに囲み、町に向かって土塁を築いた。 In そこでヨアブと共にいたすべての人々がきて、 あなたがたが彼ひとりを渡すならば、 あなたがたが彼ひとりを渡すならば、わたしはこの町を名をシバという者が手をあげて王ダビデにそむいたの\*\*\* 彼をベテ それはと の

首をはねてヨアブの所へ投げ出した。そこでヨアブはラッパを 首をはねてヨアブの所へ投げ出した。そこでヨアブはラッパを だった。ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子べた。ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子べた。ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子べた。ラアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子べた。5まら、アヒルデの子ヨシャパテは史官、「エシアは書記官、ザクとアビヤタルとは祭司。これまたヤイルびとイラはダビデルである。

#### 二一章

するのですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「これはわれわれた。」が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた、「サウルとその家とに、血が主に尋ねたところ、主は言われた。」というではいる。どんな償いをすれば、あなたがたは主の嗣業を祝福のですか。どんな償いをすれば、あなたがたは主の嗣業を祝福でないですが、どんな償いをすれば、あなたがたは主の嗣業を祝福でするのですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「これはわれわれれなが正のですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「これはわれわれなが正のですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「これはわれわれれなが正のですか」。四ギベオンびとは彼に言った、「これはわれわれるなど、「対している」というにはいる。

変しましょう」。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。 と、サウルまたはその家との間の金銀の問題ではありません。

を近寄らせなかった。ここアヤの娘でサウルのめかけであった。 とう しょう こう こうに かりん では野の獣い という とう しょう こう こう アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の こう アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の こう アヤの娘 リヅパは荒布をとって、それを自分のために岩の

わたしの敵から救われる。

の波はわたしをとりまき、

## 第二二章

た、い出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、二彼は言っい出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、二彼は言ってダビデは主がもろもろの敵の手とサウルの手から、自分を救てダビデは上げ

四わたしは、ほめまつるべき主に呼ばわって、 これが神、わが岩。わたしは彼に寄り頼む。 これが神、わが岩。わたしは彼に寄り頼む。 のが高きやぐら、わが避け所、 わが高きやぐら、わが避け所、 ですくいよう。 でするいまう。 でするいまった。 でするいまう。 でするいまう。 でするいまう。 でするいまう。 でするいまう。 でするいまう。 でするいまった。 でするいまう。 でするいまう。 でするいまった。 でするいまり、 でするいまった。 でする。 でするいまった。 でするいまった。 でするいまった。 でするいまった。 でする。 でするいまった。 でする。 でする

> 白熱の炭は彼から燃え出た。 ヵ 煙はその鼻からたち上り、 ハその時地は震いうごき、 t 苦難のうちにわたしは主を呼び、 こ彼はケルブに乗って飛び、 暗やみが彼の足の下にあった。 - ○彼は天を低くして下られ、 火はその口から出て焼きつくし、 彼が怒られたからである。 天の基はゆるぎふるえた。 主がその宮からわたしの声を聞かれ またわが神に呼ばわった。 死のわなはわたしに、たち向かった。 <陰府の綱はわたしをとりかこみ、 滅びの大水はわたしを襲った。 わたしの叫びはその耳にとどいた。

炭火が燃え出た。 三 そのみ前の輝きから 「三 そのみ前の輝きから 「三 そのみ前の輝きから 「一 後はその周囲に幕屋として、 こ 彼はその周囲に幕屋として、

四主は天から雷をとどろかせ、

風の翼に乗ってあらわれた。

わたしはその、

1+彼は高き所から手を伸べてわたしを捕え、世かれたがといるででしている。 世界の基が、あらわになった。 海の底はあらわれ、 彼らはわたしにとって、あまりにも強かったからだ。ネネャ |五彼はまた矢を放って彼らを散らし、 三そのすべてのおきてはわたしの前にあって、 わが神から離れたことがないからである。 わたしに報いかえされた。 わたしの手の清きにしたがって 三 主はわたしの義にしたがってわたしに報い、 わたしを喜ばれて、救ってくださった。 この彼はまたわたしを広い所へ引きだされ、 しかし主はわたしの支柱となられた。 「π彼らはわたしの災の日にわたしに、たち向かった。 大水の中からわたしを引き上げ、 - 木主のとがめと、その鼻のいぶきとによって、 いなずまを放って彼らを撃ち破られた。 「へわたしの強い敵と、わたしを憎む者とから み定めを離れたことがない。

いと高き者は声を出された。

三 この神こそ、その道は非のうちどころなく、 こも清い者には、あなたは清い者となり、 三、忠実な者には、あなたは忠実な者となり、 Im わたしは主の前に欠けた所なく、 わが神によって石がきをとび越えることができる。 ≡○ まことに、あなたによって 〒 まことに、主よ、あなたはわたしのともし火、 これをひくくせられる。 三へあなたはへりくだる民を救われる、 あなたは欠けた所のない者となり、 わたしに報いられた。 その目のまえにわたしの清きにしたがって、 Im それゆえ、主はわたしの義にしたがい、 自らを守って罪を犯さなかった。 わたしは敵軍をふみ滅ぼし、 わが神はわたしのやみを照される。 まがった者には、かたいぢな者となられる。 欠けた所のない人には、 しかしあなたの目は高ぶる者を見て

三三主のほかに、だれが神か、

主の約束は真実である。

わたしの腕は青銅の弓を引くことができる。 まわたしの手を戦いに慣らされたので、 これを絶やすまでは帰らなかった。 彼らは主に叫んだが、彼らには答えられなかった。 四二彼らは見まわしたが、救う者はいなかった。 わたしを憎む者をわたしは滅ぼした。 そのうしろをわたしに向けたので、 四一あなたによって、敵は わたしを攻める者をわたしの下にかがませられた。 四0 あなたは戦いのために、わたしに力を帯びさせ 彼らは立つことができず、わたしの足もとに倒れた。 ≧<わたしは敵を追って、これを滅ぼし、 わたしの足はすべらなかった。 Et あなたはわたしが歩く広い場所を与えられたので、 あなたの助けは、わたしを大いなる者とされた。 三、あなたはその救の盾をわたしに与え、 わたしを高い所に安全に立たせ、 Im わたしの足をめじかの足のようにして、 わたしの道を安全にされた。 III この神こそわたしの堅固な避け所であり、

四三 わたしは彼らを地のちりのように
いまった。
ちまたのどろのように、踏みにじった。
ちまたのどろのように、踏みにじった。
いいとくの知らなかった民がわたしに仕えた。
四三 異国の人たちはきてわたしにこび、わたしの知らなかった民がわたしにこび、わたしの知らなかった民がわたしに従った。
四三 異国の人たちは、うちしおれてその城からふるえながら出てきた。
四二 主は生きておられる。わが岩はほむべきかな。わが神、わが救の岩はあがむべきかな。もろもろの民をわたしのために、あだを報い、もろもろの民をわたしの下に置かれた。

われらの神のほか、だれが岩であるか。

油を注がれた者に、ダビデとその子孫とに、まず、ます、ます。というのではそれである勝利を与え、エー主はその王に大いなる勝利を与え、あなたの、み名をほめ歌うであろう。

あなたをたたえ、

MO それゆえ、主よ、わたしはもろもろの国民の中で、

あだの上にわたしをあげ、

暴虐の人々からわたしを救い出された。

とこしえの契約をわたしと結ばれたからだ。

それは、神が、よろず備わって確かな

# 第二三章

とこしえに、いつくしみを施される」。

神を恐れて、治める者は、神を恐れて、治める者は、神を恐れて、治める者は、神を恐れて、治める者は、輝きでる太陽のように人に臨む』。地に若草を芽ばえさせる雨のように人に臨む』。地に若草を芽ばえさせる雨のように、のない朝に、輝きでる太陽のように、ったり、かない。

れ、手がつるぎに着いて離れないほどになった。その日、主は大れ、手がつるぎに着いて離れないほどになった。その日、主は、ままでと共にいたが、10立ってペリシテびとを撃ち、ついに手が疲 された者をはぎ取るばかりであった。 ひとりである。彼は、戦おうとしてそこに集まったペリシテび n 彼の次はアホアびとドドの子エレアザルであって、三勇士の\*\*\* セブ・バッセベテはかの三人のうちの長であったが、彼はいちじ ^ ダビデの勇士たちの名は次のとおりである。タクモンびとヨ とに向かって戦いをいどみ、イスラエルの人々が退いた時、ダビ に八百人に向かって、やりをふるい、それを殺した。 いなる勝利を与えられた。民は彼のあとに帰ってきて、 せこれに触れようとする人は 鉄や、やりの柄をもって武装する、 手をもって取ることができないゆえ、 ☆しかし、よこしまな人は、いばらのようで、 皆なしとげられぬことがあろうか 彼らはことごとく火で焼かれるであろう」。 みな共に捨てられるであろう。 どうして彼はわたしの救と願いを、 、ただ殺弱

の地所の中に立って、これを防ぎ、ペリシテびとを殺した。そし地所があった。民はペリシテびとの前から逃げたが、1=彼はそじしょ ないとはレヒに集まった。そこに一面にレンズ豆を作ったリシテびとはレヒに集まった。そこに一面にレンズ豆を作ったこ 彼の次はハラルびとアゲの子シャンマであった。ある時、ペニ 旅れっき

39

て主は大いなる救を与えられ

して彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこれらのこと人々の血を、どうしてわたしは飲むことができましょう」。こういが、 を突き通って、ベツレヘムの門のかたわらにある井戸の水を汲と言った。「<そこでその三人の勇士たちはペリシテびとの陣やからにある井戸の水をわたしに飲ませてくれるとよいのだが」 飲もうとはせず、主の前にそれを注いで、「ゎ言った、「主よ、わのので、ダビデのもとに携えてきた。しかしダビデはそれをみ取って、ダビデのもとに携えてきた。しかしダビデはそれを たしは断じて飲むことをいたしません。 が、「耳ダビデは、せつに望んで、「だれかベツレへムの門のかた ビデは要害におり、ペリシテびとの先陣はベツレヘムにあった テびとの一 I = 三十人の長たちのうちの三人は下って行って刈入れのころにん しょう アドラムのほら穴にいるダビデのもとにきた。 隊はレパイムの谷に陣を取っていた。1四その時ダ いのちをかけて行った 時にペリシ

た。彼は三百人に向かって、やりをふるい、それを殺した。そした。 て、彼は三人と共に名を得た。」れ彼は三十人のうち最も尊ばれ |<ゼルヤの子ヨアブの兄弟アビシャイは三十人の長であっ 彼らの長となった。しかし、かの三人には及ばなかっ

O エホヤダの子ベナヤはカブジエル出。 てがらを立てた。 彼はモアブのアリエルのふたりの子を撃かれカブジエル出 身の勇士であって、多い

子こ

ち殺した。三 彼はまた姿のうるわしいエジプトびとを撃ち殺らた。彼はまた雪の日に下っていって、穴の中でししを撃ち殺した。タホス タホス ロゥルタ ワ゚ ベトズ は彼を侍衛の長とした。 ヤはこれらの事をして三勇士と共に名を得た。== 彼は三十人 をもぎとって、そのやりをもって殺した。三エホヤダの子ベナ した。 のうちに有名であったが、 つえをとってその所に下っていき、エジプトびとの手からやり そのエジプトびとは手にやりを持っていたが、ベナヤは かの三人には及ばなかった。

出身のヘヅロ。アルバびとパアライ。……・・ しゅっしん しゅっしん リペレテ。ギロ出身のアヒトペルの子エリアム。 ll ll カルメルリペレテ。ギロ出りのアヒトペルの子エリアムスバイの子エ ホリム出身のアズマウテ。ミニシャルボン出身のエリヤバ。ヤガアシの谷出身のヒダイ。ミニアルバテびとアビアルボン。バギベアから出たリバイの子イッタイ。ミOピラトンのベナヤ。 びとメブンナイ。「スアホアびとザルモン。ネトパ出身のマハ 三四三十人のうちにあったのは、 とシャラルの子アヒアム。三四マアカ出 センの子たち。 ライ。これネトパ出身のバアナの子へレブ。ベニヤミンびとの マ。ハロデ出身のエリカ。ミパルテびとヘレヅ。テコア出身。 のイッケシの子イラ。これアナトテ出身のアビエゼル。 レヘム 出身のドドの子エルハナン。ニョハロデ出身のシャン イガル。 ガドびとバニ。
ミモアンモンびとゼレク。 ヨナタン。ミハラルびとシャンマ。 ヨアブの兄弟アサヘル。 身のアハスバイの子 ゼル ハラルび ホシャ ベ ヤ ッ

三十七人である。びとイラ。イテルびとガレブ。ミュヘテびとウリヤ。合わせてびとイラ。イテルびとガレブ。ミュヘテびとウリヤ。合わせて子ヨアブの武器を執る者、ベエロテ出身のナハライ。ミュイテル

# 第二四章

た。

ことは、大きない。これで、いって怒りを発し、ダビデを感動した。これた。こそこで王はヨアブおよびヨアブと共にいる軍の長たちに言った、「イスラエルのすべての部族のうちを、ダンからベエルシバまで行き巡って民を数え、わたしに民の数を知らせなさい」。三ヨアブは王に言った、「どうぞあなたの神、主が、民をさい」。三ヨアブは王に言った、「どうぞあなたの神、主が、民をさい」。三ヨアブは王に言った、「どうぞあなたの神、主が、民をさい」。これを見られますように。しかし王、わが主は何かえにこの事を喜ばれるのですか」。回しかし王、わが主は何かえにこの事を喜ばれるのですか」。回しかし王、わが主は何かえたちとに勝ったので、ヨアブと軍の長たちとは王の前を退き、イスラエルの民を数えるために出て行った。五彼らはヨルダンを渡り、アロエルから、すなわち谷の中にある町から始めて、ガドに向かい、ヤゼルに進んだ。スそれからギレアデに行き、またヘテびとの地にあるカデシに行き、それからギンにまわり、マまたの中にある町から始めて、ガドに向かい、ヤゼルに進んだ。スそれからギンに至り、ダンからシドンにまわり、マまたツロの要害に行き、ヒビびと、おンからシドンにまわり、マまたツロの要害に行き、ヒビびと、おンからシドンにまわり、マまたツロの要害に行き、ヒビびと、おンからシドンにまわり、マまたツロの要害に行き、ヒビびと、おとがより、などデを感動しませばらに対している。

まったちが八十万あった。ただしユダの人々は五十万であった。 の大きでは、では、すなわちイスラエルには、つるぎを抜くと、までいる。 を受けるできます。では、すなわちイスラエルには、つるぎを抜くが見と二十日を経てエルサレムにきた。れそしてヨアブは民のか月と二十日を経てエルサレムにきた。れそしてヨアブは民のルシバへ行った。<こうして彼らは国をあまねく行き巡って、九ルシバへ行った。<こうして彼らは国をあまねく行き巡って、九

— 五

がイスラエルに下ることはとどまった。「いいえ、代価を支払ってそれをあなたから買い取ります。わたしは費用をかけずに燔祭をわたしの神、主にささげることはしません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買ません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買ません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買ません」。こうしてダビデは銀五十シケルで打ち場と牛とを買する。このしかし玉はアラウナに言った、られますように」と言った。このしかし玉はアラウナに言った、られますように」と言った。このしかしまはアラウナに言った、られますように」と言った。このしかしまはアラウナに言った、

# 列王紀 上

#### 第

りの若いおとめを捜し求めて王にはべらせ、王の付添いとし、あたので、こその家来たちは彼に言った、「王わが主のために、ひと 彼女を知ることがなかった。 て彼らはあまねくイスラエルの領土に美しいおとめを捜し求め なたのふところに寝て、王わが主を暖めさせましょう」。゠そし とめは非常に美しく、王の付添いとなって王に仕えたが、王はいのは非常に美しく、まり、っきゃ ダビデ王は年がすすんで老い、夜着を着せても暖まらなかっ シュナミびとアビシャグを得、王のもとに連れてきた。四お

**ぁさてハギテの子アドニヤは高ぶって、「わたしは王となろう」** 次に生れた者である。t彼がゼルヤの子ヨアブと祭司アビヤタっきょうましょ。 びシメイとレイ、 のような事をするのか」と言って彼をたしなめたことがなかっ 十人を備えた。☆彼の父は彼が生れてこのかた一度も「なぜ、そ」に、 きょうま と言い、自分のために戦車と騎兵および自分の前に駆ける者五い、 じぶん まん かんしゅん しかし祭司ザドクと、エホヤダの子ベナヤと、預言者ナタンおよ ルとに相談したので、 アドニヤもまた非常に姿の良い人であって、アブサロムのアドニヤもまた非常に姿の良い人であって、アブサロムの ならびにダビデの勇士たちはアドニヤに従わ 彼らはアドニヤに従って彼を助けた。ハ

> ソロモンとは招かなかった。 たち、および王の家来であるユダの人々をことごとく招いた。こ ヵアドニヤはエンロゲルのほとりにある「へびの石」 のかたわら しかし預言者ナタンと、ベナヤと、 羊と牛と肥えた家畜をほふって、王の子である自分の兄弟 勇士たちと、自分の兄弟

0

バテシバは身をかがめて王を拝した。王は言った、「何の用か」。 非常に老いて、シュナミびとアビシャグが王に仕えていた)。「たいじょう」。」 | m そこでバテシバは寝室にはいって王の所へ行った。(王はのあとから、はいって行って、あなたの言葉を確認しましょう」。 四あなたがなお王と話しておられる間に、わたしもまた、あなた さして、はしために誓い、『おまえの子ソロモンがわたしに次い に、どうしてアドニヤが王となったのですか』と言いなさい。こ 座するであろうと言われたではありませんか。そうであるの のところへ行って、『王わが主よ、あなたは、はしために誓って、 あなたに計りごとを授けて、あなたの命と、あなたの子ソロモン われの主ダビデはそれをごぞんじないのです。こそれでいま、 アドニヤが至となったのをお聞きになりませんでしたか。われ こ時にナタンはソロモンの母バテシバに言った、「ハギテの子」 の命を救うようにいたしましょう。|= あなたはすぐダビデ玉。 で王となり、 おまえの子ソロモンが、わたしに次いで王となり、わたしの位に 彼女は王に言った、「わが主よ、あなたは、 わたしの位に座するであろう』と言われました。 あなたの神、

あなたのしもベソロモンを招きませんでした。 ニーヒ この事は王 と仰せられましたか。ニョ液はきょう下っていって、牛と、 わが主がさせられた事ですか。あなたはしもべたちに、 飲みして、『アドニヤ万歳』と言いました。ニヘしかし、 ニヤがわたしに次いで王となり、わたしの位に座するであろう』 三 バテシバがなお王と話しているうちに、 あなたに次いで王わが主の位に座すべきかを告げられませんで しもべであるわたしと、祭司ザドクと、エホヤダの子ベナヤと、 た家畜と羊をたくさんほふって、王の子たちと、軍の長 ヨアブ た。ニロそしてナタンは言った、「玉わが主よ、あなたは、『アド つてきた。ニュ人々は王に告げて、「預言者ナタンがここにおってきた。ニュ人々は王に告げて、「預言者ナタンがここにお 祭司アビヤタルを招きました。彼らはアドニヤの前で食いきい 預言者ナタンがは あなたの だれが 肥<sup>っ</sup>え

こへダビデ王は答えて言った、「バテシバをわたしのところに呼ってダビデ王は答えて言った、「バテシバをわたしのところに呼った。」。彼女は王の前にはいってきて、王の前に立った。これた主は生きておられる。三のわたしがイスラエルの神、主をされた主は生きておられる。三のわたしがイスラエルの神、主をされた主は生きておられる。三のわたしがイスラエルの神、主をさなり、わたしに代って、わたしの位に座するであろう』と言ったなり、わたしはきょう、そのようにしよう」。三一そこでバテシムうに、わたしはきょう、そのようにしよう」。三一そこでバテシムがは身をかがめ、地に伏して王を拝し、「わが主ダビデ王は答えて言った、「バテシバをわたしのところに呼ょうと言った。」

王の位よりも大きくせられますように」。

ったい、ソロモンと共におられて、そのれたように、ソロモンと共におられて、その 位をわが主君ダビデ

祭司ザドクは幕屋から油の角を取ってきて、まいりまくやまである。 祭司アビヤタルの子ヨナタンがきたので、アドニヤは彼に言っ あの騒ぎは何か」。四三彼の言葉のなお終らないうちに、そこへこれを聞いた。ヨアブはラッパの音を聞いて言った、「町の中の 四一アドニヤおよび彼と共にいた客たちは皆食事を終ったとき、 ンをダビデ王の騾馬に乗せ、 ヤ、 にケレテびとと、ペレテびとをソロモンと共につかわされたの 祭司ザドクと預言者ナタンおよびエホヤダの子ベナヤ、 た、「はいりなさい。 E
そこで祭司ザドクと預言者ナタンおよびエホヤダの子ベナ きたのでしょう」。『ヨナタンは答えてアドニヤに言った、「い いだ。そしてラッパを吹き鳴らし、民は皆「ソロモン王万歳」と なたが聞いた声はそれなのです。 彼らはソロモンを王の騾馬に乗せて行き、四五祭司ザドクとかれ ならびにケレテびとと、ペレテびとは下って行って、 主君ダビデ王はソロモンを王とせられました。四四王は あなたは勇敢な人で、 彼をギホンに導いて行った。ミカ 四六こうしてソロモンは王 町が騒がしいのです。 よい知らせを持って ソロモンに油を注 ならび ソロモ

0)

主はきょう、わたしの位に座するひとりの子を与えて、これをわらりまたこう言われました、『イスラエルの神、主はほむべきかな。 に』と言いました。そして王は床の上で拝されました。四<王はよりも高くし、彼の位をあなたの位よりも大きくされますようよ たしに見せてくださった』と」。

れ、 帰りなさい」と言った。らせた。彼がきてソロエ 四九その時アドニヤと共にいた客はみな驚き、 彼のうちに悪のあることがわかるならば、ない。その髪の毛ひとすじも地に落ちること ば、その髪の毛ひとすじも地に落ちることはなかろう。しかしています」。エニニソロモンは言った、「もし彼がよい人となるなら てしもべを殺さないとわたしに誓ってくださるように』と言っ モンに告げて言った、「アドニヤはソロモンを恐れ、 自分の道に去って行った。 40 そしてアドニヤはソロ 角をつかんで、『どうぞ、ソロモン王がきょう、『 / こらずこ言った、「アドニヤはソロモンを恐れ、今彼は祭壇立って行って祭壇の角をつかんだ。 # ̄ある人がこれをソロー 彼がきてソロモンを拝したので、 ソロモンは彼に「 彼は死ななければなかれ 立た つるぎをもっ って 1モンを恐った お の おの

に

を慎み、 なければならない。そうすれば、あなたがするすべての事と、あてとあかしとを、モーセの得をしし、 神、主のさとしを守り、その道に歩み、その定めと戒めと、おきな、しゅった。 ままし みょう まった だましいる。 あなたは強く、 男らしくなければならない。 三 あなたの て言った、ニ「わたしは世のすべての人の行く道を行こうとして「ダビデの死ぬ日が近づいたので、彼はその子ソロモンに命じ 前に歩むならば、おまえに次いでイスラエルの位にのぼる人が、 がさきにわたしについて語って『もしおまえの子たちが、その道》 てとあかしとを、モーセの律法にしるされているとおりに守ら 欠けることはなかろう』と言われた言葉を確実にされるであろか あなたは強く、男らしくなければならない。『あなたの 心をつくし、精神をつくして真実をもって、 わたしの

に下らせてはならない。セ ただしギレアデびとバルジライの子となっている。なれの山恵にしたがって事を行い、彼のしらがを安らかに陰府となったの知恵にしたずを知っている。彼はこのふたりを殺して、の子アマサにした事を知っている。彼はこのふたりを殺して、の子アマサにした事を知っている。彼はこのふたりを殺して、の子アマサにした事を知っている。彼はこのふたりを殺して、の子アマサにした事を知っている。彼はこのふたりを殺して、いたが、ないの子アブネルと、エテルながイスラエルのふたりの軍の長ネルの子アブネルと、エテルなが、ないのようない。セ ただしギレアデびとバルジライの子に下らせてはならない。セ ただしギレアデびとバルジライの子によっている。 らには恵みを施し、彼らをあなたの食 卓で食事する人々のうち

すべき事を知っている。あなたは彼のしらがを血に染めて陰府としてはならない。あなたは知恵のある人であるから、彼にな をもってあなたを殺さない』と言った。ヵしかし彼を罪のない者。 を迎えたので、わたしは主をさして彼に誓い、『わたしはつるぎ わたしをのろった。しかし彼がヨルダンへ下ってきて、 わたしがマハナイムへ行った時、 に下らせなければならない」。 けて逃げた時、わたしを迎えてくれたからである。^またバホ ムのベニヤミンびとゲラの子シメイがあなたと共にいる。 加えなさい。彼らはわたしがあなたの兄弟 激しいのろいの言葉をもって アブサロムを避 わたし

国はわたしのもので、イスラエルの人は皆わたしが王になるもは言った、「言いなさい」。」玉彼は言った、「ごぞんじのように、 きたのですか」。彼は言った、「穏やかな事のためです」。」四彼れきたので、バテシバは言った、「あなたは穏やかな事のために はまた言った、「あなたに申しあげる事があります」。 こさて、ハギテの子アドニヤがソロモンの母バテシバのところ ようにしてソロモンは父ダビデの位に座し、国は堅く定まった。ヘブロンで七年、エルサレムで三十三年、王であった。ここの ダビデがイスラエルを治めた日数は四十年であった。すなわち 0) のと期待していました。 となりました。 彼のものとなったのは、主から出たことです。 しかし国は転じて、わたしの兄弟のも バテシバ

命を失うのでなければ、どんなにでもわたしを罰してください。 ために座を設けさせたので、彼女は王の右に座した。このそこでとへ行った。 王は立って迎え、彼女を拝して王座に着き、王母のとへ行った。 王は立って迎え、彼女を拝して王座に着き、王母のよれバテシバはアドニヤのためにソロモン王に話すため、王のもっれバテシバはアドニヤのためにソロモン王に話すため、まり 兄弟アドニヤに与えて、妻にさせてください」。三ソロモン王サータークが、彼女は言った、「どうぞ、シュナミびとアビシャグをあなたの なたの願いを言ってください。わたしは断らないでしょう」。ニお断りにならないでください」。王は彼女に言った、「母上よ、あおい」にならないでください」。 まっぱん かのじょ しょうえん さい。彼はわたしの兄で、彼の味方には祭司アビヤタルとゼルアビシャグを求められるのですか。彼のためには国をも求めな ください」。バテシバは彼に言った、「言いなさい」。」も彼れらやわたしはあなたに一つのお願いがあります。 断らない さして誓って言った、「もしアドニヤがこの言葉によって自分の ヤの子ヨアブがいるのですから」。 三 そしてソロモン王は主を は答えて母に言った、「どうしてアドニヤのためにシュナミびと バテシバは言った、「あなたに一つの小さいお願いがあります。 ろしい。わたしはあなたのために王に話しましょう」。 うなことはないでしょうから――シュナミびとアビシャグをわ 言った、「どうかソロモン王に請うて、 ように、わたしに一家を与えてくださった主は生きておられる。 三四わたしを立てて、父ダビデの位にのぼらせ、主が約束された たしに与えて妻にさせてください」。「^バテシバは言った、「よ 子はあなたに断るよ は で

血のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三二のとがをわたしと、わたしの父の家から除き去りなさい。三八スさてこの知らせがヨアブに達したので、ヨアブは主の幕屋にのがれて、祭壇の角をつかんだ。ヨアブはアブサロムを支持しのがれて、祭壇の角をつかんだ。ヨアブはアブサロムを支持したからである。ニュヨアブをつかわし、「行って彼を撃て」と言った。三〇ベナヤは主の幕屋をつかわし、「行って彼を撃て」と言った。三〇ベナヤは主の幕屋をつかわし、「行って彼を撃て」と言った。三〇ベナヤは主の幕屋をつかわし、「行って彼を撃て」と言った。田でベナヤは主の幕屋をつかわし、「行って彼を撃て」と言った。田でベナヤは主の幕屋をつかわし、一行って彼は言った、「いや、わたしはここで死にます」。ます」。しかし彼は言った、「いや、わたしはここで死にます」。ます」となる。これヨアブはこう神しました。またが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはアブサロムを支持したが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはアブサロムを支持した。またが言うようにし、彼を撃ち殺して葬り、ヨアブはこの幕屋にこれている。

しいすぐれたふたりのため、また。これは彼がしかん。 Ha 正はまたヨアブが血を流した行為を、彼自身のこうべに報いられるであろう。これは彼がしかよりも正しいすぐれたふたりのなが、すなわちイスラエルの軍の長 ネルの子アマサを、つるぎをもって撃ち殺し、わたしゆえ、彼らの血は永遠にヨアブのこうべと、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに帰すであろう。しかしダビデと、その子孫と、その子孫のこうべに報いられるである。 コーマルと、 ユダののは、 はらの血は永遠にヨアブのこうべと、 その子孫と、 その位とには、 主から賜わるですが、 久にあるであろう」。 三回 そこでとには、 主から賜わるですが、 久にあるであろう」。 三回 そこでとには、 主から賜わるですが、 久にあるであろう」。 三回 そこでとには、 主から関かるですが、 久にあるであろう」。 三回 そこでとには、 主がらが、 ながまがり知らない。 三は、 というのである。 三 では、 まがらいるである。 三 では、 まがらいるである。 三 ではまた祭司ザドクをアビを、 ヨアブに代って軍の長とした。 王はまた祭司ザドクをアビヤタルに代らせた。

□x また王は人をつかわし、シメイを召して言った、「あなたはエルサレムのうちに、自分のために家を建てて、そこに住み、そこからどこへも出てはならない。 □t あなたが出て、キデロン川を渡る日には必ず殺されることを、しかと知らなければならない。 酒なたの血はあなたのこうべに帰すであろう」。 □x シメイは王あなたの血はあなたのこうべに帰すであろう」。 □x シメイは王のなたの血はあなたのこうべに帰すであろう」。 □x シメイは王のようで、お言葉は結構です。 まったが出て、キデロン川をなるとの血はあなたのこうべに帰すである。 こうしてシメイは久しくエルサに、しもべはいたしましょう」。 こうしてシメイは久しくエルサに、しもべはいたしましょう」。 こうしてシメイは久しくエルサレムに住んだ。

カの子アキシのところへ逃げ去った。人々がシメイに告げて、『エところが三年の後、シメイのふたりの奴隷が、ガテの王マア』

○シメイは立って、ろばにくらを置き、ガテのアキシのところへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへをガテから連れてきたが、四二シメイがエルサレムからガテへでは、かつおごそかにあなたを戒めて、『あなたが出て、どこかわせ、かつおごそかにあなたを戒めて、『あなたが出て、どこかわせ、かつおごそかにあなたを戒めて、『あなたが出て、どこかわせ、かつおごそかにあなたを戒めて、『あなたが出て、どこかたしの父ダビデにしたもろもろの悪を知っている。主はあなたしの父ダビデにしたもろもろの悪を知っている。主はあなたの悪をあなたのこうべに報いられるであろう。四五しかしソロモン王は祝福をうけ、ダビデの位は永久に主の前に堅く立った。四五とは祝福をうけ、ダビデの位は永久に主の前に堅く立つた。四五とは祝福をうけ、ダビデの位は永久に主の前に堅く立つた。四五とは祝福をうけ、ダビデの位は永久に主の前に堅く立つた。四五とは祝福をうけ、ダビデの位は永久に主の前に堅く立った。四十年で表した。こうして国はソロモンの手に堅く立った。

#### 第三章

ソロモン王はエジプトの王パロと縁を結び、パロの娘をめ

犠牲をささげていた。 まで主の名のために建てた宮がなかったので、民は高き所でいる。 とってダビデの町に連れてきて、自分の家と、主の宮と、エルサ レムの周囲の城壁を建て終るまでそこにおらせた。こそのころ

座する子を授けられました。tわが神、主よ、あなたはこのしもまっています。この大いなるいつくしみをたくわえて、今日、彼の位にために、この大いなるいつくしみをたくわえて、今日、彼の位に であったからである。ソロモンは一千の燔祭をその祭壇にささであったからである。ソロモンは一千の燔祭をその祭壇にささ その数が多くて、数えることも、調べることもできないほどのおいます。 は大いなるいつくしみを彼に示されました。またあなたは彼の 誠実と公義と真心とをもって、あなたの前に歩んだので、
せいっとうぎ、ましる。 げた。

東ギベオンで主は夜の夢にソロモンに現れて言われ き所で犠牲をささげ、 べに与えて、あなたの民をさばかせ、わたしに善悪をわきまえる。 びただしい民の中におります。πそれゆえ、聞きわける心をしも ん。へかつ、しもべはあなたが選ばれた、あなたの民、 「あなたのしもべであるわたしの父ダビデがあなたに対して 「あなたに何を与えようか、求めなさい」。゙゙゙゙゙゙ソロモンは言った、 行って、そこで犠牲をささげようとした。それが主要な高き所い ことを得させてください。 わたしは小さい子供であって、出入りすることを知りませ わたしの父ダビデに代って王とならせられました。 香をたいた。四ある日、王はギベオンへ だれが、 あなたのこの大いなる民をたみ すなわち あなた しか た、

七

さばくことができましょう」。

る 時、 に与える。 る時、子を産みました。「<ところがわたしの産んだ後、三日目ひとつの家に住んでいますが、わたしはこの女と一緒に家にいいとつのい。 に並ぶ者はないであろう。1mもしあなたが、あなたの父ダビデ 賢い、英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶ者がなから、
ためいいころ。またのもましている。 にこの女もまた子を産みました。そしてわたしたちはい 守るならば、わたしはあなたの日を長くするであろう」。 たしはまたあなたの求めないもの、すなわち富と誉をもあなた ず、また自分の敵の命をも求めず、ただ訴えをききわける知恵を めて、自分のために長命を求めず、また自分のために富を求め ましたが、家にはほかにだれもわたしたちと共にいた者はなく の歩んだように、わたしの道に歩んで、わたしの定めと命令とを愛いない。 求めたゆえに、三見よ、わたしはあなたの言葉にしたがって、 かなった。こそこで神は彼に言われた、「あなたはこの事を求めなった。これでは、ないない。」 IOソロモンはこの事を求めたので、そのことが主のみこころに ひとりの女は言った、「ああ、 あなたの後にもあなたに並ぶ者は起らないであろう。 | = わ あなたの生きているかぎり、 わが主よ、この女とわたしとは 王たちのうちにあなた

<

に分けて、半分をこちらに、半分をあちらに与えよ」。 三、するとを王の前に持ってきた。 三、王は言った、「生きている子を二つ言う」。 三のそこで王は「刀を持ってきなさい」と言ったので、刀ったので、刀を持ってきなさい」と言ったので、刀がない。 言った、「いいえ、死んだのがあなたの子です。生きているのはわたしの子です。死んだのはあなたの子です」。初めの女はせんでした」。三ほかの女は言った、「いいえ、生きているのがせんでした」。三ほかの女は言った 子に乳を飲ませようとして起きて見ると死んでいました。しかぶんだ子をわたしのふところに寝かせました。三 わたしは朝、死んだ子をわたしのふところに寝かせ、自分のわたしのかたわらから取って、自分のふところに寝かせ、自分のわたしのかたわらから取って、じょん の子で、死んだのがあなたの子だ』と言い、またひとりは『いい 彼女は夜中に起きて、はしための眠っている間に、わたしの子をぷらと、まなか、おいまなかない。あいだ、あられている。この子の上に伏したので、夜のうちにその子は死にました。こ に与えてください。決してそれを殺さないでください」。 になって、王に言った、「ああ、わが主よ、生きている子を彼女生きている子の母である女は、その子のために心がやけるようい。 ただわたしたちふたりだけでした。 しほかのひとりは言った、「それをわたしのものにも、 え、死んだのがあなたの子で、生きているのはわたしの子だ』と 〓 この時、玉は言った、「ひとりは『この生きているのがわたし わたしの子です」。彼らはこのように王の前に言い合った。 し朝になってよく見ると、それはわたしが産んだ子ではありま ジェー・なか お子の上に伏したので、 分けてください」。これすると王は答えてかった。 夜のうちにその子は死にました。こ In ところがこの女は自分 あなたの しか 刀なかたな

### 第四章

史官。『エホヤダの子ベナヤは軍の長。ザドクとアビヤタルはの子エリホレフとアヒヤは書記官。アヒルデの子ヨシャバテはちは次のとおりである。ザドクの子アザリヤは祭司。』シシャちは次のとおりである。 その人々は王とその家のために食物を備えた。すなわちおもとりはことその家のために食物を備えた。すなわちおりはいている。または、これではまたイスラエルの全地に十二人の代官を置いたばなりました。 担当した)。こドルの高地の全部にはベン・アビナダブ、たんとう 祭司で、王の友であった。<アヒシャルは宮内卿。アブダの子といし、とうともというというという。 オタンの子アザリヤは代官の長。ナタンの子ザブデンタのは、 - ソロモ ソロ シャラビムと、ベテシメシと、エロン・ベテハナンにはベンデケ とおりである。 おの一年に一月ずつ食物を備えるのであった。ハその名は、 ル。10 アルボテにはベンヘセデ、(彼はソコとヘペルの全地を戦なり ドニラムは徴募の長であった。 モンの娘タパテを妻とした)。三アヒルデの子バアナは ン王はイスラエル エフライムの山地にはベンホル。ヵマカヅと、 の全地の王であった。ニ彼かの全地の王であった。ニ彼れ ナタンの子ザブデは 0) 高官た

たので、皆みつぎ物を携えてきて、ソロモンの一生のあいだ仕らペリシテびとの地と、エジプトの境に至るまでの諸国を治めが、彼らは飲み食いして楽しんだ。ニ ソロモンはユフラテ川かが、タホネ の娘が 担当し、またバシャンにあるアルゴブの地方の城壁と青銅の貫ををとう ちょうくき せいとう かんはベンゲベル、(彼はギレアデにあるマナセの子ヤイルの村々をはベンゲベル、(翁 このユダとイスラエルの人々は多くて、 子ゲベル。彼はその地のただひとりの代官であった。の地およびバシャンの王オグの地なるギレアデの地にはウリのち の木のある大きな町六十を担当した)。ロマハナイムにはイド シャイの子バアナ。」
・イッサカルにはパルアの子ヨシャパテ。 の子アヒナダブ。ヨナフタリにはアヒマアズ、(彼もソロモン テシャンの全地を担当して、ベテシャンからアベル・メホラに至いた。 アナクとメギドと、エズレルの ヨクメアムの向こうにまで及んだ。ニラモテ・ギレアデに ゚バスマテを妻にめとった)。「^アセルとベアロテにはホ゜ 下、ザレタンのかたわらに 海べの砂のようであった ある  $\mathcal{O}$ 

まで、ことごとく治めたからである。すなわち彼はユフラテ川ミ国これはソロモンがユフラテ川の西の地方をテフサからガザそのほかに雄じか、かもしか、こじか、および肥えた鳥があった。麦粉六十コル、三肥えた牛十頭、牧場の牛二十頭、羊 百頭で、麦粉六十コル、三肥えた牛十頭、牧場の牛二十頭、羊 百頭で、 ここ さてソロモンの一日の食 物は細かい麦粉三十コル、荒い三 さてソロモンの一日の食 物は細かい麦粉三十コル、荒い

持ってきた。 て馬および早馬に食わせる大麦とわらを、その馬のいる所にます。まではそうまで、これまた彼らはおのおのその割当にしたがっないようにした。これまた彼らはおのおのその割当にしたがっ 至るまで、安らかにおのおの自分たちのぶどうの木の下と、いちいた。と、安すの一生の間、ユダとイスラエルはダンからベエルシバにいいいいよう。まただ。 ちはおのおの当番の月にソロモン王のため、 じくの木の下に住んだ。ニヘソロモンはまた戦車の馬の、 モン王の食卓に連なる者のために、食物を備えて欠けることの 四千と、 西に の諸王をことごとく治め、 騎兵一万二千を持っていた。 こも そしてそれらの代官たきへい 周しゅ |囲至る所に平 およびすべてソロ -安を得た。 うまや <u>=</u>

鳥と這うものと魚のことを論じた。三四諸国の人々はソロモンとの一番がある。また。 まん こうじょう かんだい でんけん の香柏から石がきにはえるヒソプにまで及んだ。彼はまた獣との香油がられば 人々の知恵とエジプトのすべての知恵にまさった。 これ神はソロモンに非常に多くの知恵と悟がある。 人どの は一千五首あった。IIII 彼はまた草木のことを論じてレバノンの国々に聞えた。IIII 彼はまた箴言三千を説いた。またその歌 ヘマン、カルコル、ダルダよりも賢く、その名声は周囲のすべてへマン、カルコル、ダルダよりもして、ののとは、しゅうと ベ 砂原のように広い心を授けられた。 ての人よりも賢く、エズラびとエタンよりも、 をつかわした。 恵を聞くためにきた。 地の諸王はソロモンの知 Ξ ソロ りを授る モンの知恵は東い またマホルの け、 またその歌 また海 Ξ ベソロモ 彼<sup>か</sup>れ は す Ò 子こ

#### 第五

か

おまえの子、その人がわが名のために宮を建てるであろう』と言父ダビデに『おまえに代って、おまえの位に、わたしがつかせる 四方の太平を賜わって、敵もなく、災もなくなったので、五主が世界のたらで、たまでは、ころが今わが神、主はわたしに置かれるのを待ちました。四ところが今わが神、主はわたしにために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下にために含む。た ために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下にために宮を建てることができず、主が彼らをその足の裏の下にビデはその周囲にあった敵との戦いのゆえに、彼の神、主の名のとに人をつかわして言った、『「あなたの知られるとおり、父ダムに人を ドンびとのように木を切るに巧みな人がないからです」。払います。あなたの知られるとおり、わたしたちのうち ビデに賜わった」と言った。^そしてヒラムはソロモンに人をつ て、王となったのを聞いて、 あがむべきかな。 たのおっしゃるとおり、 たのしもべたちと一緒に働かせます。またわたしはすべてあな しのために切り出させてください。わたしのしもべたちをあな ムは常にダビデを愛したからである。゠そこでソロモンはヒラ ヒラムはソロモンの言葉を聞いて大いに喜び、「きょう、 さてツロ 0) 王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ、 主はこのおびただしい民を治める賢い子をダ あなたのしもべたちの賃銀をあなたに 家来をソロモンにつかわした。 わたしたちのうちにはシ その父に代かれ 主じゅは ヒラ っ

> あって、彼らふたりは条約を結んだ。ロモンに知恵を賜わった。またヒラムとソロモンの ソロモンは年々ヒラムに与えた。ニ主は約束されたようにソ たオリブをつぶして取った油 二万コルを与えた。このように ロモンはヒラムにその家の食物として小麦二万コルを与え、まいまでは、これである。 みのように香柏の材木と、いとすぎの材木を与えた。こ またソ かなえてください」。 10 こうしてヒラムはソロモンにすべて望 なたはわたしの家のために食物を供いるたけのできょう。 ずしましょう。あなたはそれを受け取ってください。 んで、海路、あなたの指示される場所まで送り、そこでそれをく ンから海に運びおろさせましょう。わたしはそれをいかだに みのようにいたします。ヵわたしのしもべどもにそれ ました。 わして言った、「わたしはあなたが申しおくられたことを聞 香柏の材木と、いとすぎの材木については、 給して、 わたしの望みを 間は平和 すべてお望 また、 をレバノ で

が八万人あった。「ちほかにソロモンには工事を監督する上役だ。」「リロモンにはまた荷を負う者が七万人、山で石を切る者月レバノンに、二か月家にあり、アドニラムは徴募の監督であっぱっ | 三 ソロモン王はイスラエルの全地から強制 した。その徴募人員は三万人であった。 か月交代に一万人ずつレバノンにつかわした。 四四 ソロ 的に労働者を徴募 モンは彼らを すなわち

備えた。
「ハこうしてソロモンの建築者と、ヒラムの建築者すえさせた。「ハこうしてソロモンの建築者と、ヒラムの建築者すえさせた。「ハこうしてソロモンの建築者」

#### 第六章

「イスラエルの人々がエジプトの地を出て後四百八十年、ソロモンがイスラエルの王となって第四年のジフの月すなわち二月に、ソロモンは主のために宮を建てることを始めた。ニソロモンます。このために建てた宮は長さ六十キュビト、揺ってあった。国彼は宮に、内側の広い枠の窓を造った。ままた宮の壁あった。国彼は宮に、内側の広い枠の窓を造った。ままた宮の壁あった。国彼は宮に、内側の広い枠の窓を造った。ままた宮の壁のたがって長さ二十キュビト、その幅は宮の前で十キュビトであった。宮の外側には壁すなわち拝殿と本殿の壁の周囲に建てめぐらし、宮の周囲に脇間があるようにした。木下の脚がままでは、大きがよった。まからに、大きがよった。まからに、大きがよった。まからに、大きがよった。まからに、大きがよった。まからに、大きがよった。まからに、大きがよった。まからに、大きがよった。まからには、大きがよった。また宮の壁の上がり、たっと、大きがよった。宮の外側には壁に段を造って、梁を宮の壁の中で着し込まないようにした。

ははない。 ここのケルビムを造った。 ここのケルビムを造った。 ここ本殿のうちにオリブの木をもって二つのケルビムを造った。 ここ本殿のうちにオリブの木をもって二つのケルブの高さはおのおの十キュビトであった。 ここ他のケルブも十キュビトであった。 ここ他のケルブもやであった。 こことの変にケルビムをするた。 ケルビムの翼の端までは十キュビは同じ寸法、同じ形であった。 ここのケルブの高さは十キュビは同じ寸法、同じ形であった。 ここのケルブの高さは十キュビは同じ寸法、同じ形であった。 ここのケルブの高さは十キュビは同じ寸法、同じ形であった。 ここのケルブの高さは十キュビは同じ寸法、同じ形であった。 ここのケルブの翼は宮の中で互に触れ合った。 ここはは金をもって他の二つの翼は宮の中で互に触れ合った。 ここはは金をもってそのケルビムをおおった。

しゅろの木と、咲いた花の形を刻み、金をもっておおった。すなき、大と、咲いた花の形の彫り物を刻み、三〇宮の床は、内外の室とも金でおおった。 またでおおった。 またでおいった。 またであり物を刻み、三〇宮の床は、内外の室とも金でおおった。 そのとびらまたでおおった。 またであり物を刻み、金をもっておおった。 すなとびらも本でおった。 またであり、 こ、彼は宮の周囲の壁に、内外の室とも皆ケルビムと、しゅろのまたは宮の周囲の壁に、内外の室とも皆ケルビムと、しゅろのまた。 すなしゅうの木と、咲いた花の形を刻み、金をもっておおった。 すなとびらもオリブの木であって、ソロモンはその上では、大りの室との下は、大りの室とも皆ケルビムと、しゅろのまた。 すなしゅうの木と、咲いた花の形を刻み、金をもっておおった。 すなとびらもオリブの木であって、ソロモンはその上では、大りの室とも皆ケルビムと、しゅろの

コニ こうしてソロモンはまた拝殿の入口のためにオリブの木で四角の形に脇柱を造った。ニュ オーコのとびらは二つにたたむ折り戸であり、他のとびらは二つにたたむ折り戸であり、他のとびらは二つにたたむ折り戸であり、他のとびらあって、一つのとびらは二つにたたむ折り戸であり、他のとびらも二つにたたむ折り戸であった。ニュソロモンはその上にケルセムと、しゅろの木の上にを繋め、またであり、他のとびらもがどおりにおおった。ニュソロモンはまた拝殿の入口のためにオリブの木でかた。といさねとをもって内庭を造った。

#### 第七章

を全部建て終った。
- またソロモンは自分の家を建てたが、十三年かかってその家い。

は青銅の柱

本がのは

の柱の高さは

+

キ

ユ

ビ

があった。 生の前に一つの広間があり、その玄関に柱とひさしであった。 柱の前に一つの広間があり、その玄関に柱とひさしいました。 はしら まえ しゅ せんち また柱の広間を造った。 長さ五十キュビト、幅三十キュビトは はしら ひろま っく

おった。
わち審判の広間を造った。床からたるきまで香柏をもっておわち審判の広間を造った。床からたるきまで香柏をもっておった。
とんぼん ひろま っく こうはく ひろま っくまたソロモンはみずから審判をするために玉座の広間、すな またソロモンはみずから審判をするために

大庭の周囲には三かさねの切り「ゴミ、ココニュー」ではておいましょうには寸法に合わせて切った高価な石と香柏とがあった。は寸法に合わせて切った高価な石と香柏とがあった。こなわち八キュビトの石、十キュビトの石であった。こなわち八キュビトの石、十キュビトの石であった。こ た高価な石で造られた。10また土台は高価な石、大きな石、すたのは、からいて大庭まで、寸法に合わせて切った石、すなわち、のこぎりでひいままにも て、 ソロモンが住んだ宮殿はその広間のうしろの他ためのよう 口 あった。 |四彼はナフタリの部族の寡婦の子であって、その父はツロの人がない。| ソロモン王は人をつかわしてツロからヒラムを呼んできた。 の娘のために家を建てたが、その広間と同じであった。 a知恵と悟りと知識に満ちた者であったが、ソロモン王のとまぇ きゃ まっき み もの 背頭の細工人であった。ヒラムは青銅のいろいろな細工をせいとう さいくにん その造作は同じであった。 。主の宮の内庭と宮 殿の広間の庭の場合と同じである。」。 まや うちにお きゅうでん ひろま にお ばあい おな 周囲には三かさねの切り石と、一かさねの香柏の角材がしゅうと そのすべての細工をした。 十キュビトの石であった。こその上に ソロモンはまた彼がめとっ 0) 庭に ニまた たパ あ っ

厚さで空洞でよった、そのまわ 柱頭のために一つを造った。これまたざくろを造った。す網細工二つを造った。すなわちこの柱頭のために一つ、特別でいくにある柱頭のために鎖に編んだ飾りひもで市松樟柱の頂にある柱頭のために鎖に編んだ飾りひもで市松樟 高さは五キュビト、他の柱頭の高さも五キュビトであった。」もなかして柱頭二つを造り、柱の頂にすえた。その一つの柱頭のかして柱頭二つを造り、柱の頂にすえた。その一つの柱頭の てその柱の造作ができあがった。 づけた。三その柱の頂にはゆりの花の細工があった。 その名をヤキンと名づけ、北に柱を立てて、その名をボアズと名な そのまわりは 第二つを造り、柱の頂にすえた。これであった。他の柱も同じである。 をもって測ると十二 キュビトあ 一六 り、指別 5た青銅をは こうし すな 模様は か 本は わ  $\mathcal{O}$  $\mathcal{O}$ 

の周囲をめぐるひさごがあって、海の周囲を囲んでいると三十キュビトであった。三四その縁の下には三十 周囲は円形をなし、高さ五キュビトで、その周囲しょうい。そんけい、たかしょうい 三二また海を鋳て造った。 ひさごは二並びで、 の 牛į の上に置かれる 海を鋳る時に鋳たものであ その三つは北に向か 縁から縁まで十キュ は綱をもって測 ビトであ 五 は は西に向かるの海は た。 5 そ て、 は

幅で、その縁は杯の縁の置かれ、牛のうしろは紫電がれ、牛のうしろは紫い、三つは南に向かい、 には水が二千バテはいった。 牛のうしろは皆内に向かっていた。 6南に向かるなみ い、三つは東に のように、 ゆ i) 向む かっ 0) の花に似せて造られた。海はは、これた。三ヶ海の厚さは手のかっていた。海はその上にかっていた。海は

車輪は鏡がかりなった。 花飾りっ ビト、 さは と牛の上と下にある枠の斜面には花飾りが細工してあっす。 うきょう しょう しょめん はなかさ きょく 中にある鏡 板には、ししと牛とケルビムとがあり、また等。 かがきいた 中にある鏡板には、 のように造られ、深さ一キュビト半であった。キュビト上に突き出て、台の頂の内にあり、その また台には である。 ニヒ また青銅の台を十個造った。 F輪は鏡 板の下にあり、 り物があった。その鏡 の 3。台には鏡・板があり、鏡・板は枠の中にあった。 ニn 枠の高さ三キュビトであった。 ニヘ その台の構造は次のとおりた。 の か 構造と同じで、 0) みには洗盤のささえがあった。 おの一キュ おの たわらに鋳 一部をなしていたのおのの台の四す おの で、その車軸と縁と輻と轂とはみな鋳物でユビト半であった。三三車輪の構造は戦車のもり、車軸は台に取り付けてあり、車輪の高高が、上をりく、からしゃりく、はんで、丸くなかった。三三四つのこの鏡板は四角で、丸くなかった。三三四つのこの鏡をは四角で、丸くなかった。三三四つのこの鏡をは四角で、丸くなかった。三三四つのこの鏡をは四角で、丸くなかった。三三四つのこの鏡をはいるがあいた。 四つの青銅の車輪と、青銅の てい いの台の四すみに四つのささえが、その車軸と縁と軸と暈と た。 ビト 台の頂の内にあり、そのだいいただきょうち て造りつけてあった。 台には、 長さ四キュビト、 そのささえは、 の口は丸く、台座の口は丸く、台座である。 またそ 車軸があり、 また、 あ お 幅は り、 0) 口には た。言 O兀 その おの キュ そ Ū

そ 周<sub>ゅ</sub>れ 囲っぞ れはみな同じ鋳方、同じ寸法、 れ 「花飾りを施した。 ミセこのようにしばなが」 ほどいの場所に、ケルビムと、ししと、しいばしょ 同じ形であっ 洗盤はい しゅろを刻み、 7 個の を造った。 またそ

宮常の南の方になおの方にはおのからなり、水がはいり、 えた。 三八 がはいり、 また青銅の洗盤を十 方に、 に、五個を宮の北の方に置き、宮の東南の方におの一つずつの洗盤があった。 三九 その台の、洗盤はおのおの四キュビトであった。 十個 洗盤はおの 個造った。 お 0) おの 兀 + テ をす を  $\mathcal{O}$ 

二つの その海の下の十二の牛とであった。 また十個の台と、その台の上の十二 に、二並びにつけて、 網細工のためのざくろ四百。 ての台の上の十個の洗盤と、四四一つの海と柱の頂にある柱頭の二つの玉を巻いた。 きゅうこう かんじょう きゅうどう はしらいたき このざくろは一つの網細 と、四こその 柱に四 工巜 は

れらを鋳り 王はヨルダンの低地で、スコテとザレタンの間の粘土に造った主の宮のこれらの器はみな光のある青銅であって、 四五さてつぼと十能と鉢、 をは からずにおいた。 シル 口 モ ソロモン は 主ゅ の 宮にあるもろもろの器を造った。 その はその器が非常に多かっ すなわちヒラム 青銅の重さは、 がソロモ はかり得なかった。 たので、 ン 王ヵ の地でこれでこ の すな た 8

れ

ばを造った。

「となくに、はない、ないでは、はないでは、ないのでである宮の解った。」となくに、はないでは、また、ないのである宮の奥りばさみと、鉢と、香の杯と、心取り皿と、至聖所である宮の奥りばさみと、鉢と、香の杯と、心かきと、HO 純 金の皿と、心切また金の花と、ともしび皿と、心かきと、HO 純 金の皿と、心切また金の花と、ともしび皿と、心かきと、HO 純 金の皿と、心切また金の花と、ともしび皿と、心かきと、HO 純 金の皿と、心切また。 この燭台は本殿の前に、五つは南に、五つは北にあった。 ない また はない こと はい こと にい こと はい こと はい こと はい こと にい こと

金銀および器物を携え入り、主の宮の宝蔵の中にたくわえた。またでは、こうでは、は、こうででは、ないないで、そしてソロモンは父ダビデがささげた物、すなわちょここうしてソロモン王が主の宮のために造るすべての細工はエーこうしてソロモン王が主の宮のために造るすべての細工はエーこうしてソロモンを含っている。

#### 第八章

このたしはあなたのために高き家、しかも主は自ら濃き雲の中に住まおうと言われた。「主は日を天に置かれた。「主は日を天に置かれた。」こそこでソロモンは言った、

る。

もってわたしの父ダビデに約束されたことを、その手をもって言った、「イスラエルの神、主はほむべきかな。主はその口をた。その時イスラエルのすべての会衆は立っていた。」 なばない 子は身をめぐらして、イスラエルのすべての会衆を祝福しい とこしえのみすまいを建てた」。

なし遂げられた。主は言われた、、、、『わが民イスラエルをエジダルから導き出した日から、わたしはわたしの名を置くべき宮がませせることがなかった。ただダビデを選んで、わが民イスラエルの上に立たせた』と。「セイスラエルの神、主の名のために宮を建てることは、わたしの父ダビデの心にあった。「へしい宮を建てることは、わたしの父ダビデの心にあった。「へしい宮を建てることはあなたの心にあった。あなたの子がわたしの名のために宮を建てることはあなたの心にあった。あなたの子がわたしの名のために宮を建てることはあなたの心にあった。あなたの子がわたしの名のために宮を建てることはあなたのがにあった。あなたの子がわたしの名のために宮を建てることはあなたのがにあった。あなたの子がわたしの名のために宮を建てることはあなたのよいにあった。あなたの子がわたしの名のた宮を建てるであろう』と。「○そして主はその子がわたしの名のた宮を建てるであろう』と。「○そして主はその子がわたしの名のた宮を建てるであろう」と。「○そして主はその子がわたしの名のた宮を建てるであろう」と。「○そして主はその子がわたしの名のた宮を建てるである」」と。「○そして主はその子がわたしの名のた宮を建てるであろう』と。「○そして主はその子がわたしの名のた宮を建てるである」と、「○とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」とは、「〇」と

言葉を確認してください。 あなたがいをもってダビデに約束されたことを守られました。 あなたがいをもってめに守ってください。 まイスラエルの神よ、とおりであります。 まそれゆえ、イスラエルの神、きょたのしもべであるわたしの父ダビデに、あなたが約束して『おまたがしもべであるわたしの父ダビデに、あなたが約束して『おまる人が、わたしの前に歩むならば、おまえにはイスラエルの位に座すで、わたしの前に歩むならば、おまえにはイスラエルの位に座する人が、わたしの前に歩むならば、おまえにはイスラエルの神、きょ、あなどうぞ、あなたのしもべであるわたしの父ダビデに割束を作るとない。 あなたがいをもってダビデに約束されたことを守られました。 あなたがい かいばん かいました。 あなたがい というには、今日見るがいまた。

てる。 では、これとの神は、はたして地上に住まわれるでしょうか。見よ、 では、いと高き天もあなたをいれることはできません。まして 大も、いと高き天もあなたをいれることはできません。まして 大も、いと高き天もあなたをいれることはできません。まして 大もべの祈と願いを顧みて、しもべがきょう、あなたの前に は、しもべの祈と願いを顧みて、しもべがきょう、あなたの前に をそこに置く』と言われた所、すなわち、この宮に向かって祈る をそこに置く』と言われた所、すなわち、この宮に向かって祈る をそこに置く』と言われた所、すなわち、この宮に向かって祈る あなたの目をお開きください。しもべど、あなたの民イスラエルがこの所に向かって祈る時に、その願いをお聞きください。あなたの氏イスラエルがこの所に向かって祈る かの所に向かって祈る時に、その願いをお聞きください。あなたのすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。 のすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。 のすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。 のすみかである天で聞き、聞いておゆるしください。

聞き、あなたの民イスラエルの罪をゆるして、あなたが彼らのめ、この宮であなたに祈り願うならば、IIEI あなたは天にあってめ、 めに敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたの名をあが WWW もしあなたの民イスラエルが、あなたに対して罪を犯っています。 まず あなたは天で聞いて行い、あなたのしもべらをさばき、悪人を罰 その義にしたがって、その人に報いてください そのおこないの報いをそのこうべに帰し、義人を義とし したたた

遠ぉ

なく、あなたが彼らを苦しめられる時、彼らがこの所に向かっている。 もし彼らがあなたに罪を犯したために、天が閉ざされて雨がいる。 あなたの名をあがめ、その罪を離れるならば、三、あなた

先祖に賜わった地に彼らを帰らせてください。

いなご、青虫があるか、もしくは敵のために町の中に攻め囲まれませもし国にききんがあるか、もしくは疫病、立ち枯れ、腐り穂、 を知って、この宮に向かい、手を伸べるならば、どんな祈、どんだれでも、あなたの民イスラエルがみな、おのおのその心の悩みだれでも、あなたの民イスラエルがみな、おのおのその心の悩み そのすべての道にしたがって報いてください。 な願いでも、ハラ あなたは、 ることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、 かつ行い、おのおのの人に、その心を知っておられるゆえ、 あなたのすみかである天で聞いてゆ ただ、 景もし、 あなただ

> け、 常にあなたを恐れさせてください。やれわれの先祖に賜わった地に、彼 れわれの先祖に賜わった地に、彼らの生きながらえる日の間、すべての人の心を知っておられるからです。四のあなたが、 すべての人の心を知っておられるからです。

れ、 る名と、強い手と、伸べた腕とについて聞き及ぶからです、 ことを知るにいたるでしょう。 ことをかなえさせてください。そうすれば、地のすべての民は、 のすみかである天で聞き、すべて異邦人があなたに呼び求めるもしきて、この宮に向かって祈るならば、四三あなたは、あなた 四 またあなたの民イスラエルの者でなく、あなたのたみ あなたの民イスラエルのように、あなたの名を知り、あなたを恐い い国から来る異邦人が、四二――それは彼らがあなたの大いな またわたしが建てたこの宮があなたの名によって呼ばれる。 名のために

通って出て行くとき、もし彼らがあなたの選ばれた町、わたしが四日あなたの民が敵と戦うために、 あなたがつかわされる道を \ \ \ あなたの民が敵と戦うために、あなたがつかわされる道

わたし、敵が彼らを捕虜として遠近にかかわらず、敵の地に引い犯さない者はないのです、――あなたが彼らを怒り、彼らを敵にい。 T い、自分を捕えていった者の地で、 行く時、宮ェもし彼らが捕われていった地で、 あなたに願 みずから省みて い、『われわ 一人は罪を

悔<

たは彼らを地のすべての民のうちから区別して、あなたの嗣業あなたに呼び求める時、彼らの願いをお聞きください。 ヨニ あなと、あなたの民イスラエルの願いに、あなたの目を開き、すべてと、あなたの民イスラエルの願いに、あなたの目を開き、すべて て犯した罪と、あなたに対して行ったすべてのあやまちをゆると願いを聞いて、彼らを助け、昔○あなたの民が、あなたに対しと願いを聞いて、彼らを助け、昔○あなたに祈るならば、智力あなたのすみかである天で、彼らの祈 民、あなたの嗣業であるからです)。 エニ どうぞ、しもべの願いたがエジプトから、鉄のかまどの中から導き出されたあなたの ジプトから導き出された時、とされたからです。主なる神 れた町、わたしがあなたの名のために建てた宮の方に向かって、 に立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた地、あなたが選ばた。 の人々が彼らをあわれむようにしてください。ヨニ(彼らはあなっ。シッジー ネネ し、彼らを捕えていった者の前で、彼らにあわれみを得させ、そ を捕えていっ を しました、 た敵の地で、 そむいて悪を行いました』と言 主なる神よ、 心をつくし、精神をつくしてあなた。 モーセによって言われたとおりで 彼らの祈り 四八 自分

から立ちあがり、 て言った、 異、「主はほむべきかな。 主はすべて約束されたよ ソロ その民イスラエルに太平を賜わった。 モンはこの祈と願いをことごとく主にささげ終ると、 その しもべモ

> うに。そして主は日々の事に、しもべを助け、主の民は主が神うに。そして主は日々の事に、しもべを助け、主の民イスラエルたこれらの願いの言葉か F及オオオオス(・\* たこれらの願いの言葉が、日夜われわれの神、主に覚えられるよたこれらの願いの言葉が、日夜われわれの神、主に覚えられるよすべての道に歩ませ、われわれの先祖に命じられた滅めと定めすべての道に歩ませ、われわれの先祖に命じられた滅めと定めを見捨てられないように。暑へわれわれの心を主に傾けて、主のを対す 心は全く真実であり、主の定めに歩み、主の戒めを守らなけれいことのまった。しなどのませる。これのえ、あなたがたは、今日のようにわれわれの神、主に対して、れゆえ、あなたがたは、今日のようにわれわれの神、主に対して、 われと共におられるように。 ばならない」。 であることと、他に神のないことを知るに至るであろう。^^そ に によって わ ゝ)。。ゝ - せんぞ とも、せられたその良き約束は皆。 の神がわれわれ の先祖と共におられたように、 われわれを離れず、 つもたがわ っ

人々は皆主の宮を奉献した。六四その日、人々は皆主の宮を奉献した。六四その日、年前は、 本田 十頭、羊十二万頭を主にささにナ た。これは主の前にある青銅の祭壇が素祭と酬恩祭の脂肪と庭の中を聖別し、その所で燔祭と素祭と酬恩祭の脂肪をささげにみ、なか、世にい、といる。はえば、そさい、しゅうおえざい、しぼうにみ、なか、せいべつ。 たこそして王および王と共にいるすべてのイスラエルびとは を受けるに足りなかったからである。 の 頭、羊十二万頭を主にささげた。こうして王とイスラエル 前に犠牲をささげた。 スヨソロモンは酬恩祭として牛二万二まる ぎせい 王は主の宮の前にある  $\mathcal{O}$ 主じゅ

六五その は時ソロモンは七日の間われわれのととというなカンスに足りなカンスに に至 の 神ぬ るま での  $\mathcal{O}$ 前え すべ に 祭り

行な

び、心に楽しんでその天幕に帰って行った。
び、心に楽しんでその天幕に帰って行った。
ダビデと、その民なイスラエルとに施されたもろもろの恵みを喜いにソロモンは民を帰らせた。民は王を祝福し、主がそのしもべにソロモンは民を帰らせた。民は王を祝福し、主がそのしもべいなる会衆が彼と共にいた。<<

#### 第九章

神々に行って、それに仕え、それを拝むならば、もわたしはイス 神々に行って、それに仕え、それを拝むならば、もわたしはイス 神々に行って、それに仕え、それを拝むならば、もわたしはイス かなが。いあなたがたの前に置いたでおこであるう。という。といまたが、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあるたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあるたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあるたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあるたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあるたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあるたがたの前に置いたがと定めと定めとを守るならば、まわたしは、あなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたの父ダビデが歩んだようにようにようにおこなって、わたしの定めと、おきてとを守るならば、まわたしは、あなたの父ダビデに約束して『イスラエルの王位にのぼる人があなたがた、またはあなたがたの子孫がそむいてわたしに従わず、わたしがあなたがたの前に置いた派的と定めとを守らず、他のたりがあなたがたの前に置いた派的と定めとを守らず、他のたりがあなたがたの前に置いた派がと知らによりと望っていまによりないであるう。といてわたしばれる。これでは、まれていまによりといまない。

ラエルを、わたしが身を かたしの名のために聖別した宮をわたしの前から投げすてるであろう。そしてイスラエルはもろもろの民のうちにことわざとあろう。そしてイスラエルはもろもろの民のうちにことわざとあり、笑い草となるであろう。ハかつ、この宮は荒塚となり、そのかたわらを過ぎる者は皆驚き、うそぶいて『なにゆえ、主はこの地と、この宮とにこのようにされたのか』と言うであろう。れその時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられるの時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられるの時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられるの時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられての時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられての時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられての時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられての時人々は答えて『彼らは自分の先祖をエジプトの地かられてのである』と言うであろう」。またまた。

つて金百二十タラントを王に贈った。
つりて金百二十タラントを王に贈った。
つて金百二十タラントを王に贈った。
つて金百二十タラントを王に贈った。
つて金百二十タラントを王に贈った。
つて金百二十タラントを王に贈った。

ハゾルとメギドとゲゼルを建てるためであった。| <(エジプトすなわち主の宮と自分の宮殿と、ミロとエルサレムの城壁と、| ロモン王が強いのはのとのはこうである。| エソロモン芸が強いです。 そうどうしゃ ちょうば

酬恩祭をささげ、

きなかった者を、ソロモンは強制的に奴隷として徴募をおこな残った子孫すなわちイスラエルの人々の滅ぼしつくすことのでの。 はひとりも奴隷としなかった。彼らは軍人、また彼の役人、司令い、今日に至っている。三しかしイスラエルの人々をソロモンい、 と、 望んだものをことごとく建てるためであった。。 た倉庫の町々、戦車の町々、騎兵の町々ならびにソロモンがエルモラニー まりまち せんしゃ まりまち きへい まりまち とユダの国の荒野にあるタマル、「およびソロモンが持ってい その町に住んでいたカナンびとを殺し、これをソロモンの妻で て、 サレム、レバノンおよびそのすべての領地において建てようと そのゲゼルを建て直した)。また下ベテホロンと、「^バアラテ ある自分の娘に与えて婚姻の贈り物としたので、エセソロモンは
□エット セサーロ ータヒ ドドド セッº の王パロはかつて上ってきて、ゲゼルを取り、火でこれを焼き、 三 ソロモンの工事を監督する上役の官吏は五百五十人であった。 かんり ラエルの子孫でないアモリびと、ヘテびと、ペリジびと、ヒビび てた家に住んだ。その時ソロモンはミロを建てた。 恩祭をささげ、また主の前に香をたいた。こうしてソロモンパネさい。こうは主のために築いた祭壇の上に年に三度燔祭とソロモンは主のために築いた祭壇の上に年に三度燔祭と パロの娘はダビデの町から上って、 工事に働く エブスびとの残った者、ニその地にあって彼らのあとに 戦車隊長、騎兵隊長であったからである。 く民を治めた。 ソロ モンが彼女のために 二〇すべてイス

かわした。ニヘ彼らはオフルへ行って、そこから金四百二十タラる船員であるそのしもべをソロモンのしもべと共にその船てて、#ススス ントを取って、 ン・ゲベルで数隻の船を造った。ニャ 픘 ソロモン王はエドムの地、 ソロモン王の所にもってきた。 紅海の岸のエラテに近 ヒラムは海の事を知って いエ ージオ

# 第

多くの従者を連れ、香料と、たくさんの金と宝石とをらくだにます。 じゅうしゃ っこうりょう で、難問をもってソロモンを試みようとたずねてきた。ニ彼女はで、雑問をもってソロモンを試みようとたずねてきた。ニ 彼女は 知恵と、ソロモンが建てた宮殿、ヨその食卓の食物と、列座のまえ、 サース まきらでん しょくたく しょくもう れつざとは一つもなかった。四シバの女王はソロモンのもろもろのとは一つもなかった。四シバの女王はソロモンのもろもろの すべての問に答えた。王が知らないで彼女に説明のできない。と、これにいる。これのでは、これにいるのでは、これにいいない。これにいいている。これにいいている。これにいいている。これにいいている。これにいいている。 れてしまった。 たち、および彼が主の宮でささげる燔祭を見て、全く気を奪わ家来たちと、その侍臣たちの伺候ぶり、彼らの服装と、彼の給仕知恵と、ソロモンが建てた宮殿、五その食。卓の食物と、列座の知恵と、ソロモンが建てた宮殿、五 の心にあることをことごとく彼に告げたが、ミソロモンはその - シバの女王は主の名にかかわるソロモンの名声を聞 いたの いこ

がきて、 知恵について聞いたことは真実でありました。tしかしわたした。彼女は王に言った、「わたしが国であなたの事と、あなたの。 目に見るまでは、その言葉を信じませんでしたが、今見の、み

王に贈った。シバの女王がソロモン王に贈ったような多くのます。 まて かのじょ きん とう とう かのじょ きん とう として公道と正義とを行わせられるのです」。 この え、あなたを王として公道と正義とを行わせられるのです」。 このぼらせられました。主は永久にイスラエルを愛せられるゆのぼらせられました。 しゅ ぱいきゅう 香料は再びこなかった。 るとその半分もわたしは知らされ (恵と繁栄はわたしが聞いたうわさにまさっ きかな。 主はあなたを喜び、 家来たちはさいわいです。ヵあなたの神、主は 7 あなたをイスラエ なかっ たのです。 ていま エルの位に あ なた 八 あ あ

商は

り、また歌う人々のために琴と立琴とを造った。このようなびやくだんの木をもって主の宮と王の宮殿のために壁柱を造くさんのびゃくだんの木と宝石とを運んできたので、ニニはは、 ニオフルから金を載せてきたヒラムの船は、 やくだんの木は、 かつてきたこともなく、また今日まで見たこ またオフル んからた

贈った。それ ソロモン王はその こして彼女はその家来たちと共に自分の国へ帰ってかい、彼女の望みにまかせて、すべてその求める物をいたはその豊かなのにしたがってシバの女王に贈りています。

六百六十六タラントであった。 さて一年の間にソロモンのところに、 五そ の はいってきた金 ぼ かに 1 貿易 および の 自かかた

> 航海させ、タルシシの船隊に三年に一度、 まが海にタルシシの船隊を所有して、ヒニック まん と せんたい まっ きょ せんたい せんたい しょゅう きょ はソロモン・ー きな象牙の玉座を造り、純金をもってこれをおおった。きな象牙の玉座を造り、純金をもってこれをおおった。 王はこれらをレバノンの森の家に置いた。 1~王はた。王はこれらをレバノンの森の家に置いた。 1~王はた。王はこれらをレバノンの森の家に置いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。 1~まりの大百・カー 両側にひじ掛けがあって、玉座に六つの段があり、玉 またレバノンの森の家の器も皆純金であって、銀のものはなかった。三 ソロモン王が飲むときに用いた器は皆金であった。 立たて っていた。 いた。 こ いってきた。「゙ソロ の 銀はソロモンの世には顧みられなかった。三これは में हैं また六つの段のおのおのの両側に十二のしし このような物はどこの国でも造られたことがな 。 | <ソロモン王は延金の大盾二百を造っならびにアラビヤの諸王と国の代官たちかになって、 しょり くに だいかん 玉座の後に子牛の頭があ ひじ掛けのわきに二つの 度、金、銀、象牙、さる、とうない。 ヒラムの船隊と一緒に、ヒラムの船隊と一緒に たちからも、 いししが立っ の金銭 また延金 り、 は 一九そ またおおお 座<sup>ざ</sup> 席き 立を 見 ま が つ

没きの さっていたので、三四 こ三このようにソロモン王は富も知恵も、くじゃくを載せてこさせたからである。 た 돗 |薬、香料、馬、騾馬など年々定まつ||やく こうりょう うま ちょ ねんねんさだおの贈り物を携えてきた。すなわちばく もの たずさ 知恵を聞こうとし ソ 口 モ ンは戦車と騎兵とを集めたが、 全が地 てソロモ プロモンに謁見を求めた。ニュ人々はおれては神がソロモンの心に授けられた。ニュ人々はおれては神がソロモンの心に授けられ 銀の器、 地ち の すべての 千 应 一のいっつか 百 両 王にま 兵い

王の貿易商はクエから代価を払って受け取ってきた。ニュエジョの買うを言います。 ンが馬を輸入したのはエジプトとクエからであった。すなわち プトから輸入される戦車一両は銀六百シケル、馬は百五十シケ 香柏を平地にあるいちじく桑のように多く用いた。こへいらはく、へいち のもとに置いた。 よって、 ルであった。 万二千あっ ヘテびとのすべての王たちおよびスリヤの王たちに このようにして、これらのものが王の貿易商に 豆玉はエルサレムで、 ソロモンはこれを戦車の 銀を石のように用い、 町とエルサレムの王 ソロ モ

## 第一一章

には、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、主に真実でなかった。五これはソロモンがシドンには、その神、上に真実でなかった。五これはソロモンがシドンにするたき、犠牲をささげた。

に与える。 本心であり、わたしが命じた契約と定めとを守らなかったので、 部族をあなたの子に与えるであろう」。
\*\*\*くのために、またわたしが選んだエルサレムのために一つのビデのために、またわたしが選んだエルサレムのために一つの だし、わたしは国をことごとくは裂き離さず、 わたしは必ずあなたから国を裂き離して、 る。こそれゆえ、主はソロモンに言われた、「これがあなたの られたのに、彼は主の命じられたことを守らなかったからであ れこのようにソロモンの心が転じて、イスラエルの神、主を離れ はそれをしないが、 こうして主はエドムびとハダデを起して、 三しかしあなたの父ダビデのために、 あなたの子の手からそれを裂き離す。 それをあなたの家来 わたしのしもべ ソ 口 あなたの世に モ ンの 敵き 。三た とさ

王パロのところへ行くと、パロは彼に家を与え、食糧を定め、まった。 パランから人々を伴ってエジプトへ行き、エジプトのいかのいかが、パランから人々を伴ってエジプトへいき、エジプトのいる。 に言った、「わたしと共にいて、なんの不足があって国へ帰るこに言った、「わたしと共にいて、なんのふそく の長ョアブが死んだことを聞いたので、ハダデはパロに言っ 彼に与えた。このタペネスの妹は彼に男の子ゲヌバテを産んだい。 で、パロは自分の妻の妹すなわち王妃タペネスの妹を妻としていいのはいまった。 かつ土地を与えた。「カハダデは大いにパロの心にかなったのかったの」 1) ドムに ださい」。 ダデはまだ少年であった。|<彼らがミデアンを立ってパラン をことごとく断った)。「モハダデはその父のしもべである数人 スラエルの人々と共に六か月そこにとどまって、 とを求めるのですか」。彼は言った、「ただ、わたしを帰らせてく た、「わたしを去らせて、国へ帰らせてください」。三パロは彼れ ハダデはエジプトで、ダビデがその先祖と共に眠ったことと、軍ペイン・ ヌバテはパロの家で、パロの子どもたちと一緒にいた。三 さて のエドムびとと共に逃げてエジプトへ行こうとした。その時 タペネスはその子をパロの家のうちで乳離れさせた。 ドムの男子をことごとく打ち殺した時、「^(ヨアブはイ いたが、軍の長ョアブが上っていって、 はエドム の王家の者であった。 |五さきにダビデは 戦死した者を葬 エドムの男子 ゲ ハ ま あ

== 神はまたエリアダの子レゾンを起してソロー タボ 彼はその主人ゾバの王ハダデゼルのもとを逃げ去った者でなれるとの主じている。そのようないまたエリアダの子レゾンを起してソロモンの敵とされば。

は

害をなし、イスラエルを憎んでスリヤを治めた。シスの一生の間、イスラエルの敵となって、ハダブンの一生の間、イスラエルの敵となって、ハダブ 行って、そこに住み、ダマスコで彼を王とした。 三 彼れ った。 わりに集めて略奪隊の首領となった。 IB ダビデがゾバの人々を殺した後、 のち ハダデがしたように 彼らはダマスコへは、彼は人々を自分の はソロ モ

町の破れ口をふさいでいた。ころヤラベアムは非常に手腕のあ敵した事情はこうである。ソロモンはミロを築き、父ダビデの彼もまたその手をあげて王に敵した。これが手をあげて、王に彼もまたその手をあげて王に敵した。これが手をあげて、王にの家来であったが、その母の名はゼルヤといって寡婦であった。の家来であったが、その母の名はゼルヤといって寡婦であった。これでは少のエフライムびとネバテの子ヤラベアムはソロモンニュゼレダのエフライムびとネバテの子ヤラベアムはソロモン 部族を与えよう。三二(ただし彼はわたしのしもベダビデのためょせく また あたしは国をソロモンの手から裂き離して、あなたに十、 み 町エルサレムのために、に、またわたしがイスラ て彼らふたりだけが野にいた。〓〇アヒヤは着ている着物をつホネホ とやが道で彼に会った。アヒヤは新しい着物を着ていた。そしヒヤが違す。ホャィ ぁ ゅっととと、シロびとである預言者アヤラベアムがエルサレムを出たとき、シロびとである預言者ア る人であったが、ソロモンはこの若者がよく働くのを見て、彼にのなったが、ソロモンはこの若者がよく働くのを見て、彼いのない。 たは十切れを取りなさい。イスラエルの神、主はこう言われる、 かんで、それを十二切れに裂き、三・ヤラベアムに言った、「あな ヨセフの家のすべての強制労働の監督をさせた。 彼れ がわたしを捨てて、 またわたしがイスラエルのすべての部族のうちから選んだ シドンびとの女神アシタロテと、モアブ つ の部族をもつであろう)。 === それ これそのころ、

行って、ソコミノリーは立ってエジプトにのがれ、 守ったので、わたしは彼のためにソロモンを一生の間、 うに、わたしの定めと戒めとを守るならば、わたしはあなたと共に わたしの目にかなう事を行い、わたしのしもベダビデがしたよたが、わたしの命じるすべての事を聞いて、わたしの道に歩み、 う。 Et わたしがあなたを選び、あなたはすべて心の望むところう。 Et わたしがあなたを選び、あなたはすべて心の望むところ よう。 はこのためにダビデの子孫を苦しめる。しかし永久にではな 堅固な家を建てて、イスラエルをあなたに与えよう。 エェ わたしゅんご いぇ た にいて、わたしがダビデのために建てたように、あなたのために ダビデに、わたしの前に常に一つのともしびを保たせるであろ たしの名を置くために選んだ町エルサレムで、わたしのしもべた。 しが選んだ、わたしのしもベダビデが、わたしの命令と定めとを しかし、 たしの定めと、おきてを守ることをしなかったからである。三四 を治めて、イスラエルの上に王となるであろう。ヨヘもし、タジ ように、わたしの道に歩んで、 ソロ ケモシと、アンモンの人々の神ミルコムを拝み、父ダビデのからない。 um そして、わたしはその子の手から国を取って、 goソロモンはヤラベアムを殺そうとしたが、ヤラベアム モンのそのほかの事績と、彼がしたすべての事およびそ ソロモンの死ぬまでエジプトにいた。 わたしは国をことごとくは彼の手から取らない。 エジプト王シシャクのところへ わたしの目にかなう事を行い その十 君 と し あな わた わ わ

町に葬られ、その子レハベアムが代って王となった。年であった。四三ソロモンはその先祖と共に眠って、父ダビデのなん。 ューソロモンがエルサレムでイスラエルの全地を治めた日は四ニソロモンがエルサレムでイスラエルの全地を治めた日は四 知恵は、ソロモンの事績の書にしるされているではない。 か。

0)

# 第

くされましたが、今父上のきびしい使役と、父上がわれわれに負いれてアムの所にきて言った、四「父上はわれわれのくびきを重して彼を招いた。そしてヤラベアムとイスラエルの会衆は皆が、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトから帰ったので、三人々は人をつかわが、これを聞いてエジプトからかれ スレハベアム王は父ソロモンの存命中ソロモンに仕えた老人た。 しょう しょう こうしん て、三日過ぎてから、 われはあなたに仕えます」。ェレハベアムは彼らに言った、「去っわれはあなたに仕えます」。ェレハベアムは彼らに言った、「去っれはあれませられた重しくひきとを軽くしてください。 そうすればわれ 民は立ち去った。 わせられた重いくびきとを軽くしてください。 ベアムはソロモンを避けてエジプトにのがれ、 を王にしようとシケムへ行ったからである。ニネバテの子ヤラ ーレハベアムはシケムへ行った。 またわたしのところにきなさい」。それ すべてのイスラエ なおそこにいた ル ルびとが

なんと返答すればよいと思いますか」。 10 彼と一緒に大きくに負わせたくびきを軽くしてください』というのに、われわれは に王は民の言うことを聞きいれなかった。これはかつて主がシ ろに来るように」と言ったとおりに、三日目にレハベアムのとこ に大きくなって自分に仕えている若者たちに相談して、π 彼ら 捨てて、「四若者たちの勧めに従い、彼らに告げて言った、「父はす びきを負わせたが、わたしはさらに、あなたがたのくびきを重く たしの小指は父の腰よりも太い。二 父はあなたがたに重いく ために軽くしてください』と言うこの民に、こう言いなさい、『わ なった若者たちは彼に言った、「あなたにむかって『父上はわれ に言った、「この民がわたしにむかって『あなたの父がわれわれ う」。<しかし彼は老人たちが与えた勧めを捨てて、 わたしはさそりをもってあなたがたを懲らそう」。 | π このよう あなたがたのくびきを重くしたが、 ろにきた。|= 王は荒々しく民に答え、老人たちが与えた勧めを 三 さてヤラベアムと民は皆、王が「三日目に再びわたしのとこcs state まっ かゅ state をもってあなたがたを懲らそう』と」。 われのくびきを重くされましたが、あなたは、それをわれわれの に語られるならば、彼らは永久にあなたのしもべとなるでしょ びとアヒヤによって、ネバテの子ヤラベアムに言われた言葉 さらに重くしよう。 父はむちであなたがたを懲らしたが、 父はむちであなたがたを懲らしたが、 わたしはあなたがたのくび わたしはさそり 自分と一緒

「われわれはダビデのうちに何の分があろうか、ないのを見たので、民は王に答えて言った、「スイスラエルの人々は皆、こが自ったちの言うことを聞きいない。 まがせるために、主が仕向けられた事であった。

ダビデよ、今自分の家の事を見よ」。イスラエルよ、あなたがたの天幕へ帰れ。エッサイの子のうちに嗣 業がない。

そしてイスラエルはその天幕へ去っていった。こもしかしレハスリーの一でであった。このイスラエルが皆、彼を石で撃ち殺したので、レハベアム王は徴募の監督であったアドラムをつかわしたはダビデの家にそむいて今日に至った。このイスラエルは皆やはダビデの家にそむいて今日に至った。このイスラエルは皆やはダビデの家にそむいて今日に至った。このイスラエルは皆やはダビデの家にそむいて今日に至った。このイスラエルは皆やはダビデの家にそむいて今日に至った。このイスラエルは皆やはダビデの家にそむいて今日に至った。こもしかしレハでム王はどうでは、大きのの上に王とした。ユダの部族のほかはダビデの家に従う者がなかった。

のほかの民に言いなさい、「四『主はこう仰せられる。あなたがずの王レハベアム、およびユダとベニヤミンの全家、ならびにそ神の言葉が神の人シマヤに臨んだ、「三「ソロモンの子であるユ神の言葉が神の人シマヤに臨んだ、「三「ソロモンの子であるユ神の言葉がかる。とというでは、イスラエルの家と戦おうとしたが、三国を取りもどすために、イスラエルの家と戦おうとしたが、三国を取りもどすために、イスラエルの家と戦おうとしたが、三国を取りもどすために、イスラエルの家と戦おうとしたが、三国を取りもどうである。

きき、主の言葉に従って帰っていった。この事はわたしから出たのである』」。それで彼らは主の言葉をこの事はわたしから出たのである』」。それで彼らは主の言葉をラエルの人々と戦ってはならない。おのおの家に帰りなさい。たは上っていってはならない。あなたがたの気があるイスたは上っていってはならない。あなたがたの気があるイス

人々のために祭を定め、祭壇に上って香をたいた。ひとびと まっり まだ さいだん のぼ こう自分で勝手に考えついた月であった。そして彼はイスラエルじぶん かって かんが

# 第一三章

に立た、 三そしてその人がパンを食べ、水を飲んだ後、彼はその人のたえ、あなたの死体はあなたの先祖の墓に行かないであろう』」。 ニ 飲んではならない、と言われた場所でパンを食べ、水を飲んだゆい。 引き返して、主があなたに、パンを食べてはならない、水を 殺した。そしてその死体は道に捨てられ、ろばはその髪 四こうしてその人は立ち去ったが、道でししが彼に会って彼を 言葉にそむき、あなたの神、主がお命じになった命令を守らず、い呼ばわって言った、「主はこう仰せられます、『あなたが主のい 帰った預言者に臨んだので、三彼はユダからきた神の人にむかかる。 こをとおって、 この彼らが食卓についていたとき、主の言葉が、 立た め、すなわちつれ帰った預言者のためにろばにくらを置いた。言 |っているししを見て、かの老預言者の住んでいる町にきてそをとおって、道に捨てられている死体と、死体のかたわらに ししもまた死体のかたわらに立っていた。これ人々はそ その人をつい かたわら れて

れを話した。

てから断ち滅ぼすようになった。 この事の後も、ヤラベアムはその悪い道を離れて立ち返るこの事の後も、ヤラベアムの家の罪となって、ついにこれを地のおもとをせず、また一般の民を、高き所の祭司に任命した。すなわとをせず、また一般の民を、高き所の祭司に任命した。すなわとをせず、また一般の民を、高き所の祭司にはなのとした。 この事の後も、ヤラベアムはその悪い道を離れて立ち返るここの事の後も、ヤラベアムはその悪い道を離れて立ち返るこ

### 第一四章

でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょうにしてシロへ行きなさい。 わたしがこの民の王となることを、わたしに告げた預言者アヒヤがそこにい民の王となることを、わたしに告げた預言者アヒヤがそこにい民の王となることを、わたしに告げた預言者アヒヤがそこにい民の王となることを、わたしてシロへ行きなさい。 わたしがこのころへ行きなさい。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。 でしょう」。

し、ヤラベス ゝぃぽぃ ‐メッジ;; 去った。10 それゆえ、見よ、わたしはヤラベアムの家に災を下さった。10 それゆえ、見よ、わたしない、わたしをうしろに捨て神々と鋳た像を造り、わたしを怒らせ、わたしをうしろに捨てたすべての者にまさって悪をなし、行って自分のために他のたすべての者にまさって悪をなし、行って自分のために他のえ・メョのみを行ったようにではなく、\*\*あなたよりも先にいえ・メョのみを行ったようにではなく、\*\*あなたよりも先にい だけ墓に葬られるでしょう。ヤラベアムの家のうちで、彼はイ悲しんで彼を葬るでしょう。ヤラベアムに属する者は、ただ彼な、子どもは死にます。ここそしてイスラエルは皆な、彼のためにに、子どもは死にます。ここそしてイスラエルは皆な、彼のためにあなたは立って、家へ帰りなさい。あなたの足が町にはいる時あなたは立って、家へ帰りなさい。あなたの足が町にはいる時 賜わったこの良い地から抜き去って、ユフラテ川の向こうに散を撃って、水に揺らぐ葦のようにし、イスラエルを、その先祖に。 ラベアムに属する者は、町で死ぬ者を犬が食べ、野で死ぬ者を空くすように、ヤラベアムの家を全く断ち滅ぼすであろう。ニャ 日ヤラベアムの家を断つでしょう。 「mその後主はイスラエル」 の鳥が食べるであろう。主がこれを言われるのである」』。こ なった事のみを行ったようにではなく、 らされるでしょう。彼らがアシラ像を造って主を怒らせたから スラエルの神、主にむかって良い思いをいだいていたからです。 Ŏ はイスラエルの上にひとりの王を起され 六主はヤラベアムの罪のゆえに、 またイスラエルに犯させたその罪のゆえにイスラエル すなわち彼がみずから ただわ 、ます。 ったし 彼はその の 目® に を か 五五

七 てられるでしょう」。

ブが代って王となった。 は二十二年であった。彼はその先祖と共に眠って、 のために悲しんだ。主がそのしもべ預言者アヒヤによって言またいだ時、子どもは死んだ。「^イスラエルは皆彼を葬り、」またいだ時、 ヤラベアムの妻は立って去り、 テルザへ行って、 その子ナダ 家の敷し

ムで、十七年世を治めた。その母の名はナアマといってアンモに、イスラエルのすべての部族のうちから選ばれた町エルサレは王となったとき四十一歳であったが、主がその名を置くためは王となったとき四十一歳であったが、主がその名を置くためこ ソロモンの子レハベアムはユダで世を治めた。レハベアムニ ソロモンの子レハベアムはユダで世を治めた。レハベアム の青木の下に、高き所と石の柱とアシラ像とを建てたからであいい。 いっぱい とこう いっぱい という という いっぱい という という いっぱい という という いっぱい という という いっぱい とびとであった。 ニュ ユダの人々はその先祖の行ったすべての とびと せんぞ おいな ラエルの人々の前から追い払われた国民のすべての憎むべき事る。 IB その国にはまた神殿男 娼たちがいた。彼らは主がイス をならい行った。

レムに攻め上ってきて、 

た。三、王が主の宮にはいるごとに、侍衛はそれを携え、また、そ青銅の盾を造って、王の宮殿の門を守る侍衛長の手にわたし造った金の盾をみな奪い去った。ニャレハベアムはその代りに造いたのた。彼はそれをことごとく奪い去り、またソロモンのます。 れを侍衛のへやへ持ち帰った。

主ゅ

はその先祖と共に眠って先祖と共にダビデの町に葬られた。 の王の歴代志の書にしるされているではないか。三〇レハベア ムとヤラベアムの間には絶えず戦争があった。三レハベアム 母の名はナアマといってアンモンびとであった。その子アビ が代って王となった。 事ご は、 ユ そ ダ

#### 第 $\overline{A}$

もろもろの罪をおこない、その心は父ダビデの心のようにその なり、ニエルサレムで三 その神、主はダビデのために、エルサレムにおいて彼に一つのと いって、 なり、ニエルサレムで三年世を治めた。その母の名はマアカとネバテの子ヤラベアム王の第十八年にアビヤムがユダの王と アブサロムの娘であった。三彼はその父が先に行った

代って王となった。
代って王となった。
はその先祖と共に眠って、ダビデの町に葬られ、その子アサがはその先祖と共に眠って、ダビデの町に葬られ、その子アサムか。アビヤムとヤラベアムの間にも戦争があった。ハアビヤム べての事は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではないの間、戦争があった。セアビヤムのその他の行為と、彼がしたす の目にかなう事を行い い、主が命じられたすべての事に、そむ。

出し、先祖たちの造ったもろもろの偶像を除いた。ここ波はまただ、せんぎの目にかなう事をし、こ神殿男娼を国から追いしたように主の目にかなう事をし、こ神殿男娼を国から追いといってアブサロムの娘であった。こ アサはその父ダビデが ルイスラエルの王ヤラベアムの第二十年にアサはユダの王とな代って王となった。 であった。「五彼は父の献納した物と自分の献納した」なかった。けれどもアサの心は一生の間、主に対してなかった。けれどもアサの心は一生の間、主に対してなかった。 彼女を太后の位から退けた。そしてアサはその憎むべき像を切がのじょ。たいらうくらい。 しりゃ その母マアカが、アシラのために憎むべき像を造らせたので、はは 金銭を

I)

王アサの所に、だれをも出入りさせよ、こりこう マ・ミッカった。 ロイスラエルの王バアシャはユダに攻め上り、あった。ロイスラエルの王バアシャはユダに攻め上り、 - 六 アサとイスラエルの王バアシャの間には一生でよび器物を主の宮に携え入れた。 しゅ みゃ たずさ い そこでアサは主の宮の宝蔵 アサの所に、だれをも出入りさせないためにラマを築いた。こ 王の宮殿の宝蔵に残っょう きゅうでん ほうぞう のこ 一のあいだ ユ 7 戦んそう ーダの いる が

代って王となった。

)だいようこ、ニギイスラエルを治めた。 ニト、彼は主の目の前、ユダの王アサの第二年にヤラベアムの子ナダブがイスラエヤ・て目とえ・プ

である。 ないか。彼は老年になって足を病んだ。こ四アサはその先祖と共 建てた町々は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではな 建てた町々は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではな とします。 ないか。彼は老年になってと対れを運びこさせ、アサ王はそれを マを築くために用いた石と材木を運びこさせ、アサ王はそれを 発 した。 テル 長たちをつかわしてイスラエルの町々を攻め、イトル」。こ0ベネハダデはアサ王の言うことを聞き、い」。こ0ベネハダデはアサエの言うことを聞き、 地を撃った。三 バアシャはこれを聞き、ラマを築まり、ルベテ・マアカおよびキンネレテの全地と、アベル・ベテ・マアカおよびキンネレテの全地と、 シャとの同盟を破棄し、贈り物をさしあげます。 マを築くために用いた石と材木を運びこさせ、アサ王はそれを発した。ひとりも免れる者はなかった。すなわちバアシャがラ とあなたの間に同盟を結びましょう。わたしはあなたに金銀の『記述』 アサ王は彼らをダマスコに住んでいるスリヤの王、 子タブリモンの子であるベネハダデにつかわして言わせた、「ヵ 金銀をことごとく取って、これを家来たちの手にわたし、 眠って、父ダビデの町に先祖と共に葬られ、その子ヨシャパテ結。 たい たい まき せんぞ とき ほうむか。 彼は老年になって足を病んだ。 [四 アサはその先祖と共 テルザにとどまった。三そこでアサ王はユダ全国に布告を 彼をわたしの所から撤退させてくだされて、あなたとイスラエルの王バア ラマを築くことをやめ イヨンとダンと ナフタリの全地 自分の軍勢の ヘジョンの わたし そして ル

に悪を行い、その おこなった。 父の道に歩み、 父がイスラエルに犯させた罪

神、主を怒らせたその怒りこようつでつってながれるラエル、またイスラエルに犯させた罪のため、また彼がイスラエし、またイスラエルに犯させた罪のため、また彼がイスラエ ラエルに犯させた罪をおこなった。の目の前に悪を行い、ヤラベアムの道に歩み、ヤラベアムが。 こうしてユダの王アサの第三年にバアシャは彼を殺し、彼れなうとイスラエルが皆ギベトンを囲んでいたからである。 三 ナダブのその他の事績と、彼がしたすべての事 を撃ち、息のある者をひとりもヤラベアムの家に残さず、ことご 代って王となった。ニボ彼は王となるとすぐヤラベアムホッ゚ ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ を企て、ペリシテびとに属するギベトンで彼を撃っ ニモ イッサカル スラエルの全地の王となって、二十四年世を治めた。 イスラエルの王バアシャの間には一生の間戦争があった。 た言葉のとおりであって、〓○ これはヤラベアムがみず とく滅ぼした。主がそのしもベシロびとアヒヤによって言わ の王の歴代志の書にしるされているではないか。゠゠アサと 主を怒らせたその怒りによるのであった。 の 家は のアヒヤの子バアシャは彼に対 は、 。三般は U 7 イスラエ これ から むほ ル 7 犯がれ 主しゅ 0) h

#### 第 一六章

て言った、ニ「わたしはあなたをちりの中からあげて、「そこで主の言葉がハナニの子エヒウに臨み、バアシ で、 を怒らせた。゠それでわたしは、バアシャとその家を全く滅ぼしい。 み、わたしの民イスラエルに罪を犯させ、その罪をもってわたし。

なるないない。 野で死ぬ者は空の鳥が食べるであろう」。 あなたはヤラベアムの道に歩らりの中からあげて、わたしの バアシャを責め

の前に、もろもろの悪を行い、その手のわざをもって主を怒らの前に、もろもろの悪を行い、その手のわざをもって主を怒らによって臨み、バアシャとその家を責めた。これは彼が主の目代って王となった。ち主の言葉はまたハナニの子預言者エヒウベーで主となった。ち主の言葉はまたハナニの子預言者エヒウズラヤはその先祖と共に眠って、テルザに葬られ、その子エラがアシャはその世代を、とも、私はって、テルザに葬られ、その子エラがアシャはその世代を、とも、私はって、テルザに葬られ、その子エラがアシャはその世代を、とも、私はって スラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。ボバエバアシャのその他の事績と、彼がした事と、その勲功とは、イ の家を滅ぼしたためであった。 せ、ヤラベアムの家にならったためであり、また彼がヤラベアム

家来で戦車隊の半ばを指揮していたジムリが、彼にそむいけらい、せらしゃだい、ながりでいる。殿のつかさアルザの家で酒を飲んで酔った時、ルザの宮殿のつかさアルザの家で酒を飲んで酔った時、 ^ ユダの王アサの第二十六年にバアシャの子エラはテルザでイ スラエルの王となり、二年世を治めた。ヵ彼がテルザにいて、テ た。 その

> ○ そしてユダの王アサの第二十七年にジムリは、 つ てきて

し、

- こうしてジムリはバアシャの全家を滅ぼした。 ぜんか ほっ こジムリは玉となって、位についた時、 |= これはバアシャのもろもろの罪と、その子エラの罪のため
| obs ヒウによってバアシャを責めて言われた言葉のとおりである。 その親族または友だちの男子は、ひとりも残さなかった。 バアシャの 主が預言者工 全家を  $\mathcal{O}$ で

行な が犯した罪のためであって、彼が主の目の前に悪を行い、ヤラベが犯した罪のためであって、彼がしゅっまるが、おっていないり、王の宮殿に火をかけてその中で死んだ。「九これは彼な田んだ。「ハジムリはその町の陥るのを見て、王の宮殿の天守を囲んだ。「ハジムリはその町の陥るのを見て、王の宮殿の天守を加えた。」 その日陣営で、軍の長オムリをイスラエルの王とした。「セそこととと、「ない」と人のいうのを聞いたので、イスラエルは皆陣取っていたが、「木その陣取っていた民が「ジムリはむほんをから、民はペリシテびとに属するギベトンにむかってきた。 アムの道に歩み、 でオムリはイスラエルの人々と共にギベトンから上ってテルザ I ユダの王アサの第二十七年にジムリはテルザで七日 なぬか ったからである。 のあいだ 世ょ ラエルを治めた。 IIO オムリの子アハブは彼よりも先にいたす

陰謀は、 いか。 イスラエルの王の歴代志の書にしるされているではな

てた町の名をその山の持ち主であったセメルの名に従ってサトでセメルからサマリヤの山を買い、その上に町を建て、その建を治めた。彼はテルザで六年王であった。三四彼は銀二タランをお アサの第三十一年にオムリはイスラエルの王となって十二年世民に勝って、テブニは死に、オムリが王となった。三三ユダの王また。三 しかしオムリに従った民はギナテの子テブニに従ったた。三 しかしオムリに従った テブニに従って、これを王としようとし、半ばはオムリに従って、これを王としようとし、等が、これをいる。 マリヤと呼んだ。 つ 子:

の偶像をもってイスラエルの神、主を怒らせたその罪を行っすべての道に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼ら者にまさって悪い事をした。これ彼はネバテの子ヤラベアムのもの は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。 た。これオムリが行ったその他の事績と、彼があらわした勲功とた。これオムリが行ったその他の事績と、彼があらわした勲功と アハブが代って王となった。 IR オムリはその先祖と共に眠って、サマリヤに葬られ、その子はない。 せんぞう とき ねむ 

ルの王となった。オムリの子アハブはサマリヤで二十二年イス ニホ ユダの王アサの第三十八年にオムリの子アハブがイスラエ これを拝んだ。三二彼はサマリヤに建てたバアルの宮に、バアルまが、 ニー彼はサマリヤに建てたバアルの宮に、バアルまが 主がヌンの子ヨシュアによって言われた言葉のとおりである。 アビラムを失い、その門を立てる時に末の子セグブを失った。 ルびとヒエルはエリコを建てた。彼はその基をすえる時に長子ルびとヒエルはエリコを建てた。かれて、もというときできょう イスラエルの神、主を怒らせることを行った。三四彼の代にベテアハブは彼よりも先にいたイスラエルのすべての王にまさって 第 のために祭壇を築いた。ミニアハブはまたアシラ像を造った。 エテバアルの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバアルに仕え、 ギレアデのテシベに住むテシベびとエリヤはアハブに言 七

ヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに身を隠しなさい。四そニ主の言葉がエリヤに臨んだ、三「ここを去って東におもむき、」 にした。すなわち行って、ヨルダンの東にあるケリテ川のほと してその別の水を飲みなさい。わたしはからすに命じて、そこ す。わたしの言葉のないうちは、数年雨も露もないでしょう」。た、「わたしの仕えているイスラエルの神、主は生きておられま 

が

水を飲んだ。tしかし国に雨がなかったので、しばらくしてその摯。のまた夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川のび、また夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川の はかれた。 また夕ごとにパンと肉を運んできた。 そして彼はその 川か

帰って、わたしと子供のためにそれを調理し、それを食べて死の漁があるだけです。今わたしはたきぎ二、三本を拾い、うちへ油があるだけです。ただ、かめに一握りの粉と、びんに少しのはパンはありません。ただ、かめに一握りの 彼女は言った、「あなたの神、主は生きておられます。わたしに常らと、いった、「手に一口のパンを持ってきてください」。これが、 へその時、主の言葉が彼に臨んで言った、ヵ「立ってシドンに属 \*\*\* 立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いたとき、ひとりのやもろのやもめ女に命じてあなたを養わせよう」。 10 そこで彼は ず、びんの油は絶えない』とイスラエルの神、ダムス い。「四『主が雨を地のおもてに降らす日まで、かめの粉は尽ききなさい。その後、あなたと、あなたの子供のために作りなさ うとしているのです」。ミエリヤは彼女に言った、「恐れるには するザレパテへ行って、そこに住みなさい。わたしはそのとこ しまず、それでわたしのために小さいパンを、一つ作って持って およばない。行って、あなたが言ったとおりにしなさい。 I 重彼女は行って、 エリヤが言ったとおりにした。 とおりにした。彼女(、主が言われるから しか

> かった。 て言われた言葉のように、かめの粉は尽きず、びんの油は絶えなと彼および彼女の家族は久しく食べた。「<主がエリヤによっか。」

たの子は生きかえりました」。 [四 女はエリヤに言った、「今わたにつれて降り、その母にわたして言った、「ごらんなさい。 あなえった。 [三 エリキに そ 4 こ 4 こ の上に身を伸ばし、主に呼ばわって言った、「わが神、主よ、こうだ。」。 かん かんしょ くだして、子供を殺されるのですか」。 三 そして三度その子供 えった。ニョエリヤはその子供を取って屋上のへやから家の中聞きいれられたので、その子供の魂はもとに帰って、彼は生きかの子供の魂をもとに帰らせてください」。三主はエリヤの声をいった。たまた えて上り、自分の寝台に寝かせ、この主に呼ばわって言った、「わのぼしょうない」とない。 彼女のふところから子供を取り、自分のいる屋上のへやへかかかのじょりというというというというというできながらいますがある。そしてリヤは彼女に言った、「子をわたしによこしなさい」。そしているのは、 | t これらの事の後、その家の主婦であるこの。 が神、主よ、あなたはわたしが宿っている家のやもめにさえ災を

なる。」。 わたしの子を死なせるためにおいでになったのですか」。 はエリヤに言った、「神の人よ、あなたはわたしに、 になった。 あるのですか。あなたはわたしの罪を思い出させるため、 真 実であることを知りました」。 その病気はたいそう重く、息が絶えたので、 )女の男の子が病気 何の恨みが 、一八彼女 九九工 また

# 第一八章

多くの日を経て、三年目に主の言葉がエリヤに臨んだ、「行って、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を地に降らて、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を地に降らて、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を地に降らて、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を地に降らて、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を地に降らて、あなたの身をアハブに示しなさい。わたしは雨を地に降らて、カンニュールがではない。そうすれば、われわれは家畜をいくがれての川に行ってみるがよい。馬と騾馬を生かしておくためすべての川に行ってみるがよい。馬と騾馬を生かしておくためずべての川に行ってみるがよい。馬と騾馬を生かしておくためずべての川に行ってみるがよい。馬と騾馬を生かしておくためずべての川に行ってみるがよい。馬と騾馬を生かしておくためずべての川に行ってみるがよい。馬と騾馬を生かしておくためずべての川に行ってみるがよい。あるは、われわれは家畜をいくぶんでも失わずにすむであろう」。た彼らは行き巡る地をふたりでかけ、アハブはひとりでこの道を行き、オバデヤはひとりで他で分け、アハブはひとりでこの道を行き、オバデヤはひとりで他でかけ、アハブはひとりでこの道を行き、オバデヤはひとりで他でかけ、アハブはひとりでこの道を行き、オバデヤはひとりで他でかけ、アハブはひとりであるがよりであるが、「行った。」

生きておられます。わたしの主人があなたを尋ねるために、人いった。「わたしにどんな罪があって、あなたはしもべをアハブ言った、「わたしにどんな罪があって、あなたはしもべをアハブおられるのですか」。< エリヤは彼に言った、「そうです。行っおられるのですか」。< エリヤは彼に言った、「そうです。行っおられるのですか」を選があって、あなたはしまべをアハブを認めて伏して言った、「わが主エリヤが彼に会った。彼はエセオバデヤが道を進んでいた時、エリヤが彼に会った。彼はエセオバデヤが道を進んでいた時、エリヤが彼に会った。彼はエ

ルが主の預言者を殺した時に、わたしがした事、すなわち、わたしかし、しもべは幼い時から主を恐れている者です。ニョイゼベ でしょう」。「ヨエリヤは言った、「わたしの仕える万軍の主は生でしょう」。「ヨエリヤは言った、「わたしの仕える万軍の主はない」。」 と水をもって養った事を、わが主は聞かれませんでしたか。四条でもの預言者のうち百人を五十人ずつほら穴に隠して、パンしが主の預言者のうち百人を五十人ずつほら穴に隠して、パン を見つけることができなければ、彼はわたしを殺すでしょう。 れて行くでしょう。わたしが行ってアハブに告げ、彼があなた たを離れて行くと、主の霊はあなたを、わたしの知らない所へ連 にいると主人に告げよ』と言われます。三しかしわたしがあ う誓いをさせるのです。こあなたは今『行って、 ないと言う時は、その国、 をつかわさない民はなく、 あろう」。「<オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、 きておられる。わたしは必ず、きょう、わたしの身を彼に示すで ところが今あなたは『行って、エリヤはここにいると主人に告げ アハブはエリヤに会おうとして行った。 よ』と言われます。そのようなことをすれば彼はわたしを殺す その民に、あなたが見つからないとい 国もありません。 そしてエ エリヤはここ リヤは

残った主の預言者です。 ノルノベスノルはほんしゃ 答えなかった。 ニニエリヤは民に言った、「わたしはただひとり答えなかった。ニニエリヤは民に言った、「わたしはひと言も彼にかしバアルが神ならば、それに従いなさい」。 民はひと言も彼にかしバアルが神ならば、それに従いなさい。し たみ みほうと そして火をもって答える神を神としましよ名を呼びましょう。そして火をもって答える神をかなかなかなからなったがたはあなたがたの神の名を呼びなさい。わたしは主のあなたがたはあなたがたの神の な ょ 間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しずに、まっての民に近づいて言った、「あなたがたはいつまで二つのもののな。」を 初めに一頭の牛を選んで、それを整え、あなたがたの神の名を呼せている。これである。これである。これである。これではバアルの預言者たちに言った、「あなたがたは大ぜいだから たきぎの上に載せて火をつけずにおきましょう。このこうして火をつけずにおかせなさい。わたしも一頭の牛を整え、それを を彼らに選ばせ、それを切り裂いて、たきぎの上に載せ、 預言者たちをカルメル山に集めた。三 そのときエリヤはすべょけんしゃ びなさい。 ただし火をつけてはなりません」。 🖂 彼らは与えら う」。民は皆答えて「それがよかろう」と言った。」まそこでエリ ります。 このそこでアハブはイスラエルのすべての人に人をつか シラの預言者四百人、イゼベルの食卓で食事する者たちをカル れた牛を取って整え、朝から昼までバアルの名を呼んで「バアル 答えてください」と言った。 これわれに二頭の牛をください。そして一頭の牛 集めて、わたしの所にこさせなさい」 主が神ならばそれに従いなさい。 しかしなんの声もなく、 わして、 それに

ルのすべての人およびバアルの

預言者四百五十人、

ならびにア

り、彼らのならわしに従って、刀とやりで身を傷つけ、血をそ起されなければならないのか」。言、そこで彼らは大声に呼ばわいるのか、よそへ行ったのか、旅に出たのか、または眠っていているのか、よ 二度それをすると、また言った、「三度それをせよ」。 さの、みぞを作った。三三また、たきぎを並べ、牛を切り裂いてよって祭壇を築き、祭壇の周囲に種二セヤをいれるほどの大きの部族の数にしたがって十二の石を取り、三その石で主の名にいます。 祭壇を繕った。三 そしてエリヤは昔、主の言葉がヤコブに臨んさいだる っくる しょう ことば のそい」と言ったので、民は皆彼に近寄った。 彼はこわれている主のい」と言ったので、たみ みなかれ ちかよ び続けて、夕の供え物をささげる時にまで及んだ。 した。三水は祭壇の周囲に流れた。 は終とたきぎの上に注げ」。 Em また言った、「それを二度せよ」。 で、「イスラエルをあなたの名とせよ」と言われたヤコブの子ら IIO その時エリヤはすべての民にむかって「わたしに近寄りなさ の声もなく、 「彼は神だから、大声をあげて呼びなさい。彼は考えにふけって常れ、紫 に踊った。これ昼になってエリヤは彼らをあ える者もなかったので、 たきぎの上に載せて言った、「四つのかめに水を満たし、 の身に流すに至った。これこうして昼が過ぎても彼らはなお叫き、 答える者もなく、また顧みる者もなかった。 彼らは自分たちの造った祭壇のまかれ またみぞにも水を満たし ざけって言った 三度それを かしなん それを わ

夕の供え物をささげる時になって、預言者エリヤは近寄ってゅう。そな、もの

Ξ

ていった。しかしエリヤはカルメルの頂に登り、地に伏して顔て、食い飲みしなさい」。四二アハブは食い飲みするために上っ四二エリヤはアハブに言った、「大雨の音がするから、上って行っ四二エリヤはアハブに言った、 て、ひれ伏して言った、「主が神である。主が神である」。四のエりとを焼きつくし、またみぞの水をなめつくした。『元民は皆見さい』。『八そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、石と、ちさい』。『八そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、石と、ち 今日知らせてください。 聖も主よ、わたしに答えてください、わて、あなたの言葉に従ってこのすべての事を行ったことを、 て七度に及んだ。四四七度目にしもべは言った、「海から人の手ません」と言ったので、エリヤは「もう一度行きなさい」と言っません」と言ったので、エリヤは「もう一度行きなさい」と言っ 逃がしてはならない」。そこで彼らを捕えたので、エリヤは彼らいりやは彼らに言った、「バアルの預言を捕えよ。そのひとりもりやは彼らに言った、「バアルの預言を捕えよ。そのひとりも いって海の方を見なさい」。彼は上っていって、見て、「何もありる」。 ほう みない のま 彼はしもべに言った、「上ってをひざの間に入れていたが、四三 彼はしもべに言った、「『ほって』。 ほどの小さな雲が起っています」。エリヤは言った、「上って またあなたが彼らの心を翻されたのであることを知らせてくだい。 をキション川に連れくだって、そこで彼らを殺した。 さい」。『<そのとき主の火が下って燔祭と、たきぎと、 たしに答えてください。主よ、この民にあなたが神であること、 いなさい」。四番すると間もなく、 あなたが神であること、 「アブラハム、イサク、 雨にとどめられないように車を整えて下れ』とアハブ わたしがあなたのしもべであっ ヤコブの神、 雲と風が起り、 主。 イスラエ 空が ル

> た。 ズレルの入口までアハブの前に走っていった。 なって大雨が降ってきた。アハブは車に乗ってエズレルへ行い □ また主の手がエリヤに臨んだので、 彼は腰をからげ、

つ

#### 第 一九章

神々がどんなにでも、わたしを罰してくださるように」。=そこなたの命をあの人々のひとりの命のようにしていないならば、 さわり、「起きて食べなさい」と言ったので、<起きて見ると、頭せん」。『彼はれだまの木の下に伏して眠ったが、天の使が彼にせん」。『彼はれだまの木の下に伏して眠ったが、天の使が彼に するベエルシバへ行って、しもべをそこに残し、四自分は一日のでエリヤは恐れて、自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属で さわって言った、「起きて食べなさい。 をエリヤにつかわして言った、「もしわたしが、あすの今ごろ、あ を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、ニイゼベルは使者「アハブはエリヤのしたすべての事、また彼がすべての預言者」 でしょうから」。^彼は起きて食べ、 のそばに、 の命を取ってください。わたしは先祖にまさる者ではありまい。 と のりほど荒野にはいって行って、れだまの木の下に座し、自分になり、しょん。 死を求めて言った、「主よ、もはや、じゅうぶんです。 彼は食べ、かつ飲んでまた寝た。t主の使は再びきて、彼に常れた。 焼け石の上で焼いたパン一個と、一びんの水があった。 かつ飲み、 道が遠くて耐えられな その食 物で力 今わた

し

0)

道な

ているのか」。この彼は言った、「わたしは万軍の神、主のためにているのか」。この彼は言った、「わたしは万軍の神、主のためにているのか」。この彼は言った、「わたしは万軍の神、主のためにできょう。」。 ただわたしだけ残りましたが、彼らはわたしたの命を取ろうとしています」。こ 主は言われた、「出て、山の上でまった。」を改したのです。ただわたしだけ残りましたが、彼らはわたしいの命を取ろうとしています」。こ 主は言われた、「出て、山の上でまった。」をひったが、山を裂き、岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。「世長の後に世震があったが、地震の中にも主はおられなかった。「世長の後に世震があったが、地震の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞えた。ここのためになるというない。 彼に臨んで、彼に言われた、「エリヤよ、あなたはここで何をした。ので、彼に言われた、「エリヤよ、あなたはここで何をしたその所で彼はほら穴にはいって、そこに宿ったが、主の言葉が か」。「四彼は言った、「わたしは万軍の神、主のために非常にか」。「四彼れ」、「エリヤよ、あなたはここで何をしているのに語る声が聞えた、「エリヤよ、あなたはここで何をしているのかだ。」え、言: 記述 おじているのか」。10彼は言った、「わたしは万軍の神、ているのか」。10彼は言った、「わたしは万軍の神、 です。ただわたしだけ残りましたが、彼らはわたしの命を取ろあなたの祭壇をこわし、刀であなたの預言者たちを殺したから 熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、 ルに油を注ぎ、 うとしています」。 [π 主は彼に言われた、 こって、ダマスコの荒野におもむき、ダマスコに着いて、ハザエ て四十日四十 スリヤの王としなさい。「<またニムシの子エ 夜行って、神の山ゃいかのかる ホレブに着い 「あなたの道を帰って

びきを燃やしてその肉を煮、それを民に与えて食べさせ、立って リシャは彼を離れて帰り、ひとくびきの牛を取って殺し、牛のく「行ってきなさい。 わたしはあなたに何をしましたか」。ニニエ ぎて外套を彼の上にかけた。こ0 エリシャは牛を捨て、エリヤのくびきと共にいて耕していた。エリヤは彼のかたわらを通り過会った。彼は十二くびきの牛を前に行かせ、自分は十二番目の会。た。 欲 皆バアルにひざをかがめず、それに口づけしない者である」。 あとに走ってきて言った、「わたしの父母に口づけさせてくださ <また、わたしはイスラエルのうちに七千人を残すであろう。 Ų ウに油を注いでイスラエルの王としなさい。 行ってエリヤに従い、彼に仕えた。 い。そして後あなたに従いましょう」。エリヤは彼に言った、 」れさてエリヤはそこを去って行って、シャパテの子エリシャに としなさい。「モハザエルのつるぎをのがれる者をエヒウが殺る の シャパテの子エリシャに油を注いで、あなたに代って預言 エヒウのつるぎをのがれる者をエリシャが殺すであろう。こ またアベルメホラ

## 第二〇章

二人の王が彼と共におり、また言・ない。 たん おう かれ とも こうま せんしゃ スリヤの王ベネハダデはその軍勢をことごとく集めた。 三十二スリヤの王ベネハダデはその軍勢をことごとく集めた。 三十二 

サ

し、イスラエルのまった。『あなたの金銀はわたしのものです』』。四イスラエルの芸術と、『玉、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの芸は答えた、『王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの王は答えた、『王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの王は答えた、『王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの芸は答えた、『王、わが主よ、仰せのとおり、わたしと、わたの方は答えた。『五、かが主は、如との表を探って、すべて彼らの気にいる物をあなたの金銀、妻子を引きわたせと言いました。☆しかし、あすの今ごろ、しもべたちをあなたにつかわします。彼らはあなたの家と、あなたの家来の家を探って、すべて彼らの気にいる物をの家と、あなたの家来の家を探って、すべて彼らの気にいる物をでは、からない。またあなたの家来の家を探って、すべて彼らの気にいる物を手に入れて奪い去るでしょう』」。

の人を調べたところ七千人あった。

「この時ひとりの預言者がイスラエルの王アハブのもとにきまった、「主はこう仰せられる、『あなたは、わたしおまであることを、知るようになるであろう』」。「四アハブはが主であることを、知るようになるであろう』」。「四アハブはが主であることを、知るようになるであろう』」。「四アハブはが主であることを、知るようになるであろう』」。「四アハブはが主である」。かれる、『地方の代官の家来たちにさせよ』」。アハブは言った、「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたは、わたしがよい。世上の代官の家来たちにさせよ』」。アハブは言った、「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたです」。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたは、わたした。「だれが戦いを始めましょうか」。彼は答えた、「あなたは、わたした。「だれが戦いを始めましょうか」。ないというによった。次にすべての民、すなわちイスラエルのすべての人を調べたところ七千人あった。

こ。 これでは、また戦いのために出てきたのであっても、生どりにせせよ。また戦いのために出てきたのであっても、生どりにしたが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは「サマリヤから人々が出てきた」と報告したので、したが、彼らは昼ごろ出ていったが、ベネハダデは仮小屋で、味方の三、彼らは昼ごろ出ていったが、ベネハダデは仮小屋で、味方のこれではいる。

地方の代官の家来たちと、それに従う軍勢が町から出ていっちほう だいかん けらい

— 九

に乗り、 してわれわれが平地で戦うならば必ず彼らよりも強いでしよしい軍勢を集め、馬は馬、戦車は戦車をもって補いなさい。こうしい軍のを集め、馬は馬、戦車は戦車をもって補いなさい。こう 置いてそれに代らせなさい。これまたあなたが失った軍勢に等こうしなさい。王たちをおのおのその地位から退かせ、総督を が平地で戦うならば、必ず彼らよりも強いでしょう。三日それでへいす。たか ですから彼らがわれわれよりも強かったのです。もしわれわれ ニニスリヤの王の家来たちは王に言った、「彼らの神々は山の神はスリヤの王が、あなたのところに攻め上ってくるからです」。 はスリヤの王が、あなたのところに攻め上ってくるからです」。 「行って、力を養い、なすべき事をよく考えなさい。来年のい、かんが、からやしない。 て、 馬 と戦うために、アペクに上ってきた。これイスラエ う」。彼はその言葉を聞きいれて、そのようにした。 スラエルの 三、春になって、ベネハダデはスリヤびとを集めて、 三時に、 = イスラエルはこれを追っ おのおのその )戦車をぶんどり、また大いにスリヤびとを撃ち殺した。
戦を22年 騎兵を従えてのがれた。三 イスラエルの王は出ていっきへい しきが が、主は山の神であって、谷の神ではないと言っている」。 やま かみ たに かみ イスラエルの王に言った、「主はこう仰せられる、『スイスラエルの王に言った、「」。 かの預言者がイスラエルの王のもとにきて言った、 2、スリヤびとはその地に満ちていた。 1~その時神の人々はやぎの二つの小さい群れのように彼らの前に、糧 食を受けて彼らを迎え撃つために出かけた。イ 相手を撃ち殺し たが、 スリヤ たの で、 0) 王ベネハダデは馬 スリヤびとは逃 エルの人々は イスラエ ル

彼らは七日の間、たは、わたしが主 ネハ これを吉兆としてすみやかに彼の言葉をうけ、「そうです。べ 城壁がくずれて、その残った二万七千人の上に倒れた。万人を殺した。三〇そのほかの者はアペクの町に逃げこんが、これをいる。三〇そのほかの者はアペクの町に逃げこん ます。 てきたので、 いを交えたが、イスラエルの人々は一日にスリヤびとの歩兵十からとは七日の間、 互にむかいあって陣取り、七日目になって戦かれ、 なぬか めいた ただい から、 に言った、「わたしの父が、 てきたので、彼はこれを自分の車に乗せた。wmベネハダデは彼ホァィ「行って彼をつれてきなさい」。それでベネハダデは彼の所に出い。 スコ ダデはあなたの兄弟です」と言ったので、 またわたしの父がサマリヤに造ったように、 わたしが主であることを知るようになるであろう』」。 わたしはこのすべての大軍をあなたの手に あ なたのために市場を設けなさい」。 あなたの父上から取った町々は いった。三家来たち ア わ 彼は言った、 たす。 ハブは言 なたはダ

て、道のかたわらで王を待ち、目にほうたいを当てて姿を変えてて、道のかたわらで王を待ち、目にほうたいを当てて姿を変えて人は彼を撃ち、撃って傷つけた。三へこうしてその預言者は行っ会って言った、「どうぞ、わたしを撃ってください」。するとそのすぐ、ししが彼に会って彼を殺した。三も彼はまたほかの人にすぐ、ししが彼に会って彼を殺した。三も彼はまたほかの人に 主の言葉に聞き従わないゆえ、わたしを離れて行くとすぐ、しししゅっことば、きっしたが 彼は王に言った、「主はこう仰せられる、『わたしが滅ぼそうと定れ、背でいる王はそれが預言者のひとりであることを知った。四三スラエルの王はそれが預言者のひとりであることを知った。四三す」。四二そこで彼が急いで目のほうたいを取り除いたので、イす」。四二そこで彼が急いでし 仲間に言った、「どうぞ、わたしを撃ってください」。しかしそのぱかま 人は撃つことを拒んだので、〓気彼はその人に言った、「あなたは し彼がいなくなれば、あなたの命を彼の命に代えるか、または銀がれの所につれてきて言いました、『この人を守っていなさい。も しの所につれてきて言いました、『この人を守っていなさい。 いくさの中に出て行きましたが、ある軍人が、ひとりの人をわた いた。 呈れ 王が通り過ぎる時、王に呼ばわって言った、「しもべは があなたを殺すでしょう」。その人が彼のそばを離れて行くと EM さて預言者のともがらのひとりが主の言葉に従 うしてアハブは彼と契約を結び、彼を帰らせた。 さばかれなければならない。あなたが自分でそれを定めたので あちらこちらと忙しくしていたので、ついに彼はいなくなりま タラントを払わなければならない』。◎○ところが、 「わたしはこの契約をもってあなたを帰らせましょう」。 イスラエルの王は彼に言った、「あなたはそのとおりに しもべは ってその

> 命は彼の命に代り、あなたの民は彼の民に代るであろう』と」。四いのは、かれいのは、かれいのは、かれいないがないない。かれたないで、あなたは自分の手から放して行かせたので、あなたのかというと マリヤに帰った。 イスラエルの王は悲しみ、 かつ怒って自分の家におもむき、サ

ح

Ξ

# 第 二 一

た言葉を聞いて、悲しみ、かつ怒って家にはいった。ナボテがを断じていたしません」。『アハブはエズレルびとナボテが言っ もしお望みならば、その価を金でさしあげましょう」。ョナボテり、わたしはそれよりも良いぶどう畑をあなたにあげましょう。 てください。 в 妻イゼベルは彼の所にきて、言った、「あなたは何をそんなに os ま ある。アハブは床に伏し、顔をそむけて食事をしなかった。 ブはナボテに言った、「あなたのぶどう畑はわたしの家の近くに が、サマリヤの王アハブの宮殿のかたわらにあったので、ニアハ はアハブに言った、「わたしは先祖の嗣 業をあなたに譲ること あるので、わたしに譲って青物 畑にさせてください。 「わたしは先祖の嗣 業をあなたに譲りません」と言ったからで わたしはエズレルびとナボテに『あなたのぶどう畑を金で譲 さてエズレルびとナボテはエズレルにぶどう畑をもって もし望むならば、その代りに、ほかのぶどう畑をあ その代が

たにあげます」。
してください。わたしがエズレルびとナボテのぶどう畑をあなイスラエルを治めているのですか。起きて食事をし、元気を出イスラエルを治めているのですか。起きて食事をし、元気を出ん』と言ったからだ」。セ妻イゼベルは彼に言った、「あなたが今が」と言ったが、彼は答えて『わたしはぶどう畑を譲りませげよう』と言ったが、彼は答えて『わたしはぶどう畑を譲りませ

ェイゼベルはナボテが石で撃ち殺されたのを聞くとすぐ、アハ

そこへ下っていった。とすぐ、立って、エズレルびとナボテのぶどう畑を取るために、とすぐ、立って、エズレルびとナボテのぶどう畑を取るためにで譲ることを拒んだぶどう畑を取りなさい。ナボテは生きていで譲ることを拒んだぶどう畑を取りなさい。ナボテは生きていてい言った、「立って、あのエズレルびとナボテが、あなたに金

地域でイゼベルを食うであろう』と。三四アハブに属する者は、10 アハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを残ったの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家をネバテの子ヤラベアムの家のようにし、アヒヤの子バたの家でネバテの子ヤラベアムの家のようにして、当時では、おいに、わたしを扱ったいからいないに、またイスラエルに罪を犯させたゆえです。ここアハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを見つこっアハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを見つこっアハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを見つこっアハブはエリヤに言った、「わが敵よ、ついに、わたしを見つこって、対象により、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「おいうない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」と、「というない」というない。「というない」というない。「というない」というない。「というない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうない。」というない。「しょうない。」というない。「しょうない。」というない。「しょうない」にはいいっというない。「しょうない」というない。「しょうない」というない。「しょうないっというない。「しょうない。」というない。「しょうないっというない。」というない。「しょうない。」というない。「しょうないっというない。」というない。「しょうないっというない。」というない。「しょうないっというない。」というない。「しょうないっというない。」というない。「しょうないっというない。」というない。「しょうないっというないいっというないっというないっというない。」というないるいっというないっというないっというない。「しょうないっというないっというない。」というない。「しょうないっというないっというないっというないっというないっというない。」というないっというない。」というない。「しょうないっというないっというないっというないっというないっというないっというないっというない。」というないっというない。」というないっというないっというないっというないっというない。」というないっというないっというない。」というないっというないっというないっといっというないっというない。」というないいっというない。」というないっというない。」というないっというないっというないっというない。」というないいっというないいっといっないっというないっというないっというないっというないっないっというないっというないっというないっといっというないっないっというない。」というないっというないっといっないいっないっない。」というないっというない。」というないっないっないっないっないっないっない。」といっないっないっないっないっないっないっない。」というないないっないないっないっない

11

だっているゆえ、わたしは彼の世には災を下さない。その子の前にへりくだっているのを見たか。彼がわたしの前にへりく主の言葉がテシベびとエリヤに臨んだ、エボ「アハブがわたしのしゅ ことば IH アハブのように主の目の前に悪を行うことに身をゆだねた町で死ぬ者を犬が食い、野で死ぬ者を空の鳥が食うでしょう」。 者はなかった。その妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。 とがしたように偶像に従って、はなはだ憎むべき事を行った。 これ彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリび ニヒ アハブはこれらの言葉を聞いた時、衣を裂き、荒布を身にま 食を断ち、荒布に伏し、打ちしおれて歩いた。これこの時、

取らずに黙っているのです」。四彼はヨシャパテに言った、「ラモていますか。しかもなおわれわれはスリヤの王の手からそれを - スリヤとイスラエルの間に戦争がなくて三年を経た。= しか シャパテはイスラエルの王に言った、「わたしはあなたと一つで たがたは、ラモテ・ギレアデがわれわれの所有であることを知っ いったので、ヨイスラエルの王はその家来たちに言った、「あないったので、ヨイスラエルの王はその家来たちに言った、「あな し三年目にユダの王ヨシャパテがイスラエルの王の所へ下って テ・ギレアデで戦うためにわたしと一緒に行かれませんか」。 彐

> の馬と一つです」。 す。わたしの民はあなたの民と一つです。 わたしの馬はあなた

入口の広場に、おのおのその王座にすわり、預言者たちは皆そのとうぐら ひろば おうざ ひろば まりょく まっぱ カラス アンスダの王ヨシャパテは王の服を着て、サマリヤの門の王およびユダの王ヨシャパテは王の服を着て、サマリヤの門のの子ミカヤを連れてきなさい」と言った。10さてイスラエルのの子ミカヤを連れてきなさい」と言った。10さてイスラエルの 言った、「上っていきなさい。主はそれを王の手にわたされるでいくべきでしょうか、あるいは控えるべきでしょうか」。彼らはを集めて、彼らに言った、「わたしはラモテ・ギレアデに戦いにから、彼らに言った、「わたしは て言った、「主はこう仰せられます、『あなたはこれらの角をもっ前で預言していた。こ ケナアナの子ゼデキヤは鉄の角を造っ 事を預言せず、ただ悪い事だけを預言するので、わたしは彼を憎いと、まげん。ことではばないます。 イムラの子ミカヤです。 彼はわたしについて良いとりいます。 き主の預言者がほかにいませんか」。ハイスラエルの王はヨシャ ェヨシャパテはまたイスラエルの王に言った、「まず、 てスリヤびとを突いて彼らを滅ぼしなさい』。三頭言者たち さい」。ヵそこでイスラエルの王は役人を呼んで、「急いでイムラ んでいます」。ヨシャパテは言った、「玉よ、そう言わないでくだ パテに言った、「われわれが主に問うことのできる人が、まだひ しょう」。セヨシャパテは言った、「ここには、われわれの問うべしょう」。セヨシャパテは言った、「ここには、われわれの問うべ って勝利を得なさい。主はそれを王の手にわたされるでしょ 主の言葉

ے کے

事を申しましょう」。「五彼が王の所へ行くと、王は彼に言った、カヤは言った、「主は生きておられます。主がわたしに言われる なってラモテ・ギレアデに上らせ、右左に立っているのを見たが、言 シャパテに言った、「彼がわたしについて良い事を預言せず、た たしは主がその玉座にすわり、天の万軍がそのかたわらに、 るでしょうか」。」も彼は言った、「わたしはイスラエルが 「上っていって勝利を得なさい。主はそれを王の手にわたされ と言われました。するとひとりはこの事を言い、 か」。「ヵミカヤは言った、「それゆえ主の言葉を聞きなさい。 の家に帰らせよ』と言われました」。「<イスラエルの王はヨ せたら、あなたは主の名をもって、ただ真実のみをわたしに告げ るでしょう」。「<しかし王は彼に言った、「幾たびあなたを誓わ しょうか、 ひとりの言葉のようにして、良い事を言ってください」。「罒ミ |= さてミカヤを呼びにいった使者は彼に言った、「預言者 「ミカヤよ、われわれはラモテ・ギレアデに戦いに行くべきで 致して王に良い事を言いました。どうぞ、あなたも、彼らの。 事だけを預言すると、あなたに告げたではありませ あるいは控えるべきでしょうか」。彼は王に言った、 三〇主は『だれがアハブをいざ 彼を倒れさせるであろうか』 ひとりはほか たち 皆な わ  $\bar{\lambda}$ 

> ます、この者を獄屋に入れ、わずかのパンと水をもって彼を養の子ヨアシの所へ引いて帰って、エャ言いなさい、『王がこう言い の預言者の口に入れ、また主はあなたの身に起る災を告げられ言われました。ニョそれで主は偽りを言う霊をあなたのすべてて、それを成し遂げるであろう。出て行って、そうしなさい』とて、それを成し遂げるであろう。出 出て行って、偽りを言う霊となって、すべての預言者の口に『どのような方法でするのか』と言われたので、彼は『わたし』 なたがた、 言った、「もしあなたが勝利を得て帰ってこられるならば、い、わたしが勝利を得て帰ってくるのを待て』」。ニヘミカ の子ヨアシの所へ引いて帰って、三言いなさい、『王がこう言い スラエルの王は言った、「ミカヤを捕え、町のつかさアモンと、王 ヤのほおを打って言った、「どのようにして主の霊がわたしを離し たのです」。このするとケナアナの子ゼデキヤは近寄って、 りましょう』と言いました。そこで主は『おまえは彼をいざなっ わたしによって語られ の事を言いました。三その時一つの霊が進み出て、 『わたしが彼をいざないましょう』と言いました。 わたしが勝利を得て帰ってくるのを待て』」。ニハミカヤは すべての民たみ よ、聞きなさい」。 なかったのです」。また彼は言った、 主の前によ 。 主 主は ミカ

ニホ こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテ・ギ

言ぃレ

つた、「わたしは姿を変えて、 アデに上っていった。 =o ィ

イスラエルの王はヨシャパテに

戦いに行きます。

あなたは王

go こうしてアハブはその先祖と共に眠って、その子アハジヤがは、イスラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。

言葉のとおりである。゠゙゙゙゙゙゙ヿアハブのそのほかの事績と、彼がしたの血をなめた。また遊女がそこで身を洗った。主が言われた。

その建てた象牙の家と、その建てたすべての町は、

に葬った。『<またその戦車をサマリヤの池で洗ったが、犬がそ』。

に流れた。三、日の没するころ、軍勢の中に呼ばわる声がした、かっていたが、ついに、夕暮になって死んだ。傷の血は戦車の底かった。王は戦車の中にささえられて立ち、スリヤびとにむなった。王は戦車の中にささえられて立ち、スリヤびとにむける。王は戦車の神後に書った、「わたしは傷を受けた。戦車をめぐらその戦車の御者に言った、「わたしは傷を受けた。戦車をめぐら 弓をひいて、イスラエルの王の胸当と草摺の間を射たので、彼はゆる ぐらして、これと戦おうとすると、ヨシャパテは呼ばわった。ヨ 服を着けなさい」。イスラエルの王は姿を変えて戦いに行った。 Et 王は死んで、サマリヤへ携え行かれた。 人々は王をサマリヤ いまり しょうしょう うことをやめて引き返した。 🖪 しかし、ひとりの人が何 心なく 見たとき、これはきっとイスラエルの王だと思ったので、身をめぬ 「あなたがたは、小さい者とも大きい者とも戦わないで、 三 さて、スリヤの王は、その戦車 長 三十二人に命じて言った、 「めいめいその町へ、めいめいその国へ帰れ」。 スラエルの王とだけ戦いなさい」。 三二戦車 長らはヨシャパテを 彼を追

代って王となった。

をささげ、香をたいた。四四ヨシャパテはまたイスラエルの王た。ただし高き所は除かなかったので、民はなお高き所で犠牲た。ただし高き所は除かなかったので、民はなお高き所で犠牲べての道に歩み、それを離れることなく、主の目にかなう事をしズバといい、シルヒの娘様であった。四三ヨシャパテは父アサのすズバといい、シルヒの娘様であった。四三ヨシャパテは父アサのす あったが、エルサレムで二十五年世を治めた。その母の名はアダの王となった。四二ヨシャパテは王となった時、三十五歳でまった。 ダの王となった。四二ヨシャパテは王となった時、 と、 四 アサの子ヨシャパテはイスラエルの王アハブの第四 cx よしみを結んだ。 年 に 

はないか。四六彼は父アサの世になお残っていた神殿男 娼たちの戦争については、ユダの王の歴代志の書にしるされているでの戦争にかっては、ユダの王の歴代志の書にしるされているで四五ヨシャパテのその他の事績と、彼があらわした勲功およびそ を国のうちから追い払った。

パテに「わたしの家来をあなたの家来と一緒に船で行かせなさ の子ヨラムが代って王となった。 かせようとしたが、その船はエジオン・ゲベルで難破したため、 シャパテはタルシシの船を造って、 四七そのころエドムには王がなく、代官が王がよる。だけが、このころエドムには王がなく、代官が王が はその先祖と共に眠って、父ダビデの町に先祖と共に葬られ、そはその先祖と共にする。 い」と言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。暑〇ヨシャパテ ついに行かなかった。四ヵそこでアハブの子アハジヤはヨシャ 金を獲るためにオフルに行 であった。 四八三

アハブの子アハジヤはユダの王ヨシャパテの第十 年にサ

# 列王紀下

れらの事を告げた人はどんな人であったか」。^彼らは答えた、

### 第一章

行き、サマリヤの王の使者に会って言いなさい、『あなたがたが』時に、主の使はテシベびとエリヤに言った、「立って、上って、」 я 使者たちがアハジヤのもとに帰ってきたので、 病気になったので、使者をつかわし、「行ってエクロンの神バアがようだ 人が上ってきて、われわれに会って言いました、『おまえたちをや》。『 こさてアハジャはサマリヤにある高殿のらんかんから落ちて - アハブが死んだ後、 あなたがエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして人をつ らに言った、「なぜ帰ってきたのか」。^彼らは言った、「ひとりの ル・ゼブブに、この病気がなおるかどうかを尋ねよ」と命じた。 アハジヤは彼らに言った、「上ってきて、あなたがたに会って、こ たは、登った寝台から降りることなく、 かわすのは、イスラエルに神がないためなのか。それゆえあな つかわした王の所へ帰って言いなさい。主はこう仰せられる、 そこでエリヤは上って行った。 エルに神がないためか』。四それゆえ主はこう仰せられる、『あな エクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようとして行くのは、イスラ 登った寝台から降りることなく、のほうしょだが、お モアブはイスラエルにそむい 必ず死ぬであろう』」。セ 必ず死ぬであろう』」。 アハジヤは彼カ

> こう命じられます、『すみやかに下ってきなさい』。三しかし 人の長に答えた、「わたしがもし神の人であるならば、火が天かに、 きょうこん 焼き尽した。 う」。そのように神の火が天から下って、彼と部下の五十人とを こ 王はまた他の五十人の長を、部下の五十人と共にエリヤにつように火が天から下って、彼と部下の五十人とを焼き尽した。 が天から下って、あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしょ エリヤは彼らに答えた、「わたしがもし神の人であるならば、火 かわした。彼は上っていってエリヤに言った、「神の人よ、王がかわした。 タネポ ゚゚ル゚ ら下って、あなたと部下の五十人とを焼き尽すでしょう」。 に、下って来るようにと言われます」。○しかしエリヤは五 にすわっていたので、エリヤに言った、「神の人よ、王があなた つかわした。彼がエリヤの所へ上っていくと、エリヤは山のいます。 れそこで王は五十人の長を、部下の五十人と共にエリヤの所 といる。 は言った、「その人はテシベびとエリヤだ」。 「その人は毛ごろもを着て、腰に皮の帯を締めていました」。彼れ その

ました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしました。しかし今わたしの命をあなたの目に尊いものとみなしせられます、『あなたはエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようせられます、『あなたはエクロンの神バアル・ゼブブに尋ねようと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべと使者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべとは者をつかわしたが、それはイスラエルに、その言葉を求むべき神がないためであるか。それゆえあなたは、登った寝台から降りることなく、必ず死ぬであろう』」。

### 第二章

ているではないか。ヤのその他の事績は、

言った、「主は生きておられます。またあなたも生きておられまたしをベテルにつかわされるのですから」。しかしエリシャはリシャに言った、「どうぞ、ここにとどまってください。主はわエリヤはエリシャと共にギルガルを出て行った。=エリヤはエエリヤは天に上らせようとされた時、「主がつむじ風をもってエリヤを天に上らせようとされた時、

ができた。

はユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第二年である。「<アハジなかったので、その兄弟ヨラムが彼に代って王となった。これ

イスラエルの王の歴代志の書にしるされ

> 帰ってきたので、エリシャは彼らに言った、「わたしは、かった。「<エリシャのなおエリコにとどまっている時、 ここでである。 では、 ここには死も流をも起らしはこの水を良い水にした。 もはやここには死も流をもとして、 「生をそこに投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わたて、」生をそこに投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わた て、塩をそこに投げ入れて言った、「主はこう仰せられる、『わたなさい」。彼らは持ってきた。三 エリシャは水の源へ出て行っなコリシャは言った、「新しい皿に塩を盛って、わたしに持ってき は五十人の者をつかわし、三日の間、尋ねたが、彼を見いださなで、しいたので、彼は「つかわしなさい」と言った。 それで彼ら りに良い水になって今日に至っている。 ないであろう』」。三こうしてその水はエリシャの言っ エリシャは言った、「新しい皿に塩を盛って、 場所は良いが水が悪いので、この地は流産を起すのです」。このほう。 「ヵ町の人々はエリシャに言った、「見られるとおり、 がたに、行ってはならないと告げたではないか」。 シャは「つかわしてはならない」と言ったが、「も彼の恥じるま を引きあげて、 彼を山 かれ を山 か谷に投げたのかも 知れませ ر الم この たとお 彼らが あなた 町ま エ  $\mathcal{O}$

従たが の父の造ったバアルの石柱を除いたからである。 イスラエルに罪を犯させたネバ の父の造ったバアルの石 柱を除いたからである。゠しかし彼はいくの造ったバアルの石 柱を除いたからである。゠しかし彼は悪をおこなったが、その父母のようではなかった。彼がそれに悪をおこなったが、その父母のようではなかった。彼がそれに悪をおこなったが、その父母のようではなかった。彼がそれに思るの子の王ヨシャパテの第十八年にアハブの子ヨラムはサマリユダの王ヨシャパテの第十八年にアハブの子ヨラムはサマリュダの光 って、 それを離れなかった。

> イ わ

王はその時サマリヤを出て、イスラエルびとをことごとく集め、だ後、モアブの王はイスラエルの王にそむいた。^そこでヨラム。ダゥ の毛とを年々イスラエルの王に納めていたが、πアハブが死んの毛とを年々イスラエルの王に納めていたが、πアハブが死ん四モアブの王メシャは羊の飼育者で、十万の小羊と、十万の雄羊四モアブの繋り、 ひっじ しょくもの セまた、人をユダの王ヨシャパテにつかわし、「モアブの王はわ ドムの荒野の道を上りましょう」。
\*\*\*・の \*\*\* のぼ のですか」。ヨラムは答えた、「エた、「われわれはどの道を上るのですか」。ヨラムは答えた、「エ 一緒に行かれませんか」と言わせた。彼は言った、「行きましょいか」というというない。なればいった、「行きましたない」というと戦うために、わたしとたしにそむきました。あなたはモアブと戦うために、わたしと わたしはあなたと一つです。わたしの民はあなたの民と一 わたしの馬はあなたの馬と一つです」。<彼はまた言っかました。 わたしと

たぎて行った。しかし彼らは回り道をして、七日の間 進んだが、出て行った。しかし彼ら、まれ、みな、なぬか、あただすが、れこうしてイスラエルの王はユダの王およびエドムの王と共にれこうしてイスラエルのます。 、従う家畜の飲む水がなかったので、10イスラエ

歌ら雨ら見ないのに、この谷に水が満ちて、あなう』。 1 + これは主がこう仰せられるからである、「当にこ・イン」。 「主はこう仰せられる、『わたしはこの谷を水たまりで満たそこで楽人が楽を奏すると、主の手が彼に臨んで、「木彼は言った、ないのだが、「ぁいま楽人をわたしの所に連れてきなさい」。そ 万軍の主は生きておられます。 ヨシャパテとエドムの王とは彼のもとへ下っていった。言った、「主の言葉が彼にあります」。そこでイスラエッいだシャパテの子エリシャがここにいます」。ニョシャ ためにするのでなければ、あなたを顧み、あなたに会うことはし た、「いいえ、主がこの三人の王をモアブの手に渡そうとして召し、「いいえ、」」。 の預言者たちの所へ行きなさい」。イスラエルの王は彼に言ったがはいるというできょけんしゃ。というできなかの父上の預言者たちと母上んのかかわりがありますか。あなたの父上の預言者たちと母上はは言え I エリシャはイスラエルの王に言った、「わたしはあなたとな うとして召し集められたのだ」。ニョシャパテは言った、「 である。 家畜および獣が飲むであろう』。 し集められたのです」。「『エリシャは言った、「わたしの仕える』。 これが主に問うことのできる主の預言者はここにいませんか」。として召し集ましょう。 王ぉ は言った、「ああ、 てあなたがたはすべての堅固な町と、 主はモアブびとをも、 主は、この三人の王をモアブの わたしはユダの王ヨシャパテの あなたがたの手に渡される。」れ 一八これは主の目には小さい 主の目には小さい事かれたと、その -- ヨシャパテは ての良ょ 『あなたがたは ル 手で 町を への 王っ わ

て、水は国に満ちた。
て、水は国に満ちた。
なって、供え物をささげる時に、水がエドムの方から流れてきなって、供え物をささげる時に、水がエドムの方から流れてきをもって地のすべての良い所を荒すであろう」。この あくる朝にち、すべての良い木を切り倒し、すべての水の井戸をふさぎ、石ち、すべての泉い木を切り倒し、すべての水の井戸をふさぎ、石ち、すべての泉が、いど

町々を滅ぼし、おのおの石を一つずつ、地のすべての良い所に投患がます。ほうない。 モアブびとを撃ち、その国にはいって、1五エルびとは進んで、モアブびとを撃ち、その国にはいって、1五 を撃ったので、彼らはイスラエルの前から逃げ去った。イスラルの陣営に行くと、イスラエルびとは立ちあがってモアブびと 血のように赤い水を見たので、三波らは言った、「これは血だ、起きて、太陽がのぼって水を照したとき、モアブびとは目の前にます。 たよう さなかったので、これ自分の位を継ぐべきその長子をとって 抜く者七百人を率い、エドムの王の所に突き入ろうとしたが、果は、もの正は、ひき、ひきのという。これであった。またいの王は戦いがあまりに激しく、当りがたいのを見て、つるぎを ぬ(もの)(にん)ひき)(おう)ところ)っ~はい「ブの王は戦いがあまりに激しく、当りがたいのを見て、「おう)たたか(はげ)(あた) げて、これに満たし、水の井戸をことごとくふさぎ、良い木をこ きっと王たちが互に戦って殺し合ったのだ。だから、 若きもことごとく召 集して、 三 さてモアブびとは皆、王たちが自分たちを攻めるために上っ のほ なったが、石を投げる者がこれを囲んで撃ち滅ぼした。 =< モア とごとく切り倒して、ただキル・ハラセテはその名を残すのみと てきたのを聞いたので、よろいを着ることのできる者を、老いも 壁の上で燔祭としてささげた。 ぶんどりに行きなさい」。このしかしモアブびとがイスラエ 国境に配置したが、三朝はやく その時イスラエルに大いな モアブ

る憤りが臨んだので、彼らは彼をすてて自分の国に帰った。いましょう。

### 第四章

高った、「あなたのしもべであるわたしの夫が死にました。ごぞう。 はいのように、あなたのしもべであるわたしの夫が死にました。ごぞんじのように、あなたのしもべは主を恐れる者でありましたが、人じのように、あなたのしもべは主を恐れる者でありましたが、会でであましょうか。あなたの家にどんな物があるか、言いなさ何をしましょうか。あなたの家にどんな物があるか、言いなさ何をしましょうか。あなたの家にどんな物があるか、言いなさり。彼女は言った、「一びんの油のほかは、はしための家に何もありません」。三彼は言った、「ほかへ行って、隣の人々から器をありません」。三彼は言った、「ほかへ行って、隣の人々から器をおりません。四そして内にはいって、あなたの子供たちと一緒に戸の内に関じこもり、そのすべての器に油をついで、いっぱいになったとき、一つずつそれを取りのけておきなさい。少しばかりではいけません。四そして内にはいって、あなたの子供たちと一緒に戸の内に関じこもり、そのすべての器に油をついで、いっぱいになったとき、一つずつそれを取りのけておきなさい。少しばかりではいけません。四そして内にはいって、あなたの子供たちと一緒に戸の内に関じこもり、子供たちと一緒に戸の内に関じこもり、子供たちの持って来る器に油をついだ。木油が満ちたとき、彼女は子供たちの持った。これを持ちたとったが、子供が「器はもうありません」と言ったので、油はとまったが、子供が「器はもうありません」と言ったので、彼は言ったが、子供で「器はもうありません」と言ったので、彼は言ったが、子供たちはその残りで暮すを払いなさい。あなたと、あなたの子供たちはその強にはいるさい。

ことができます」。

できます」。

「○ わたしたちの所を通るあの人は確かに神の聖なる人です。つもわたしたちのどと関合とを彼のために備えましょう。そこに寝台と机といすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のために備えましょう。そこに寝台とれといすと燭台とを彼のためにので、彼はそこを通るが、がいて、しきりに彼に食事をすめたので、彼はそこを通るが、かいて、しきりに彼に食事をすすめたので、彼はそこを通います」。

んだ。
て、エリシャが彼女に言ったように、次の年のそのころに子を産て、エリシャが彼女に言ったように、次の年のそのころに子を産ためを欺かないでください」。「もしかし女はついに身ごもっためを欺かないでください」。「いいえ、わが主よ、神の人よ、はしでしょう」。彼女は言った、「いいえ、わが主よ、神み、ひと

神の人は彼女の近づいてくるのを見て、しもベゲハジに言った、ない。 からじょ からじょ からじょ からじょ からじょ しゅっぱっ からじょ しゅっぱっ かっと かっと しゅっぱっ これを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。三そしこれを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。三そにすわっていたが、ついに死んだ。三母は上がっていって、タネ゙ 彼女は言った、「よろしいのです」。これそして彼女はろばにくらかのじょ ので、父はしもべに「彼を母のもとへ背負っていきなさい」と父のもとへ行ったが、「ヵ父にむかって「頭が、頭が」と言った。 彼女を迎えて言いなさい、『あなたは無事ですか。あなたの夫はかの。 じる時でなければ、歩調をゆるめてはなりません」。エョ こうし を置いて、しもべに言った、「速く駆けさせなさい。わたしが命 するのか。きょうは、ついたちでもなく、安息日でもない」。 てきます」。ニョー夫は言った、「どうしてきょう彼の所へ行こうと たしにかしてください。急いで神の人の所へ行って、また帰った。 て夫を呼んで言った、「どうぞ、しもべひとりと、ろば一頭をわ 言った。この彼を背負って母のもとへ行くと、昼まで母のひざのい。このない。 - ハその子が成長して、 「向こうから、 あなたの子供は無事ですか』」。彼女は答えた あのシュネムの女が来る。これすぐ走って行って、 ある日、刈入れびとの所へ出ていって、

ので、帰ってきてエリシャに会い、彼に告げて「子供はまだ目を上に置いたが、なんの声もなく、生きかえったしるしもなかったいて行った。三 ゲハジは彼らの先に行って、つえを子供の顔のいて行った。 せん」。 れます。 顔の上に置きなさい」。 IO 子供の母は言った、「主は生きておらかまった。 またい ことも ままい があっても、それに答えてはならない。わたしのつえを子供のがあっても、それに答えてはならない。わたしのつえを子供の ても、 近よった時、神の人は言った、「かまわずにおきなさい。 心に苦しみがあるのだから。主はそれを隠して、まだわたしに さましません」と言った。 きからげ、 たではありませんか」。これエリシャはゲハジに言った、 なたに子を求めましたか。 お告げにならないのだ」。ニヘ そこで彼女は言った、「わたしがあ エリシャの足にすがりついた。 無事です」。これところが彼女は山にきて、神の人の所へくるとぶった。 行った。三 ゲハジは彼らの先に行って、つえを子供の顔のい。そこでエリシャはついに立ちあがって彼女のあとにつ」。 あいさつしてはならない。またあなたにあいさつする者の あなたも生きておられます。 わたしのつえを手に持って行きなさい。だれに会っ それに答えてはならない。わたしのつえを子供の わたしを欺かないでくださいと言っ ゲハジが彼女を追いのけようと わたしはあなたを離れま 、「腰をひ 彼女は

の

に、自分の両手を子供の両手の上にあて、その身を子供の上に伸上に伏し、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の目を子供の目の上け内にいて主に祈った。 三四そしてエリシャが上がって子供のけっち 横たわっていたので、三一彼ははいって戸を閉じ、彼よこ エリシャが家にはいって見ると、子供は死んで、 彼らふたりだ 寝台の上に

四二その

盛って人々に食べさせようとしたが、彼らがその煮物を食べよれが何であるかを知らなかったからである。20 やがてこれをれが何であるかを知らなかったからである。20 やがてこれを りを一包つんできて、煮物のかまの中に切り込んだ。彼らはそに出ていって青物をつんだが、つる草のあるのを見て、その野うに 預言者のともがらが彼の前に座していたので、エリシャはそばけんしゃ エリシャはギルガルに帰ったが、その地にききんがあっ 身をかがめた。そしてその子供を取りあげて出ていった。まれずない」。 〓も彼女ははいってきて、エリシャの足もとに伏し、地にさい」。 〓も 彼女ははいってきて、エリシャの足もとに伏し、地に うとした時、 しもべに言った、「大きなかまをすえて、預言者のともがらのた して目を開いた。『<エリシャはただちにゲハジを呼んで、「あ がって、その身を子供の上に伸ばすと、子供は七たびくしゃみをがって、その身を子供の上に伸ばすと、子供は七たびくしゃみを シャは再び起きあがって、家の中をあちらこちらと歩み、また上ばしたとき、 子供のからだは暖かになった。 〓 こうしてエリ それをかまに投げ入れ、「盛って人々に食べさせなさい」と言い ので、四、エリシャは「それでは粉を持って来なさい」と言って、 ぬものがはいっています」と言って、食べることができなかった いってくるとエリシャは言った、「あなたの子供をつれて行きな シュネムの女を呼べ」と言ったので、彼女を呼んだ。彼女がは が何であるかを知らなかったからである。四〇やがてこれを かまの 中には、 叫んで、 アル・シャリシャから人がきて、 なんの毒物もなくなった。 「ああ神の人よ、かまの中に、たべると死 エリシャはその 初<sup>はっ</sup>ほ め

主の言葉のとおりであった。 で彼はそれを彼らの前に供えたので、彼らは食べてなお余した。で彼はそれを彼らの前に供えたので、彼らは食べてなお余すであろう』」。四四そこはこう言われる、『彼らは食べてなお余すであろう』」。四四そこ 四日その召使は言った、「どうしてこれを百人の前に供えるのでいっぱん まん まな 大麦のパン二十個と、新穀一 エリシャは「人々に与えて食べさせなさい」と言ったが、 しかし彼は言った、「人々に与えて食べさせなさい。主 袋とを神の人のもとに持ってきた。

有力な人であった。主がかつて彼を用いてスリヤに勝利を得いうよく ひと しょうり なれ まり しょうり ネスリヤ王の軍勢の長 ナアマンはその主君に重んじられた まり くんぜい ちょう させられたからである。彼は大勇士であったが、らい病をわず 主人がサマリヤにいる預言者と共におられたらよかったでしょ それでは行きなさい。 ナアマンは行って、その主君に、「イスラエルの地からきた娘」 彼はそのらい病をいやしたことでしょう」と言ったので、彼は わたしはイスラエルの王に手紙を書き

> を、あなたにつかわしたことと御承知ください。あなたに彼の「この手紙があなたにとどいたならば、わたしの家来ナアマン「ポート゚ードードードードードードードードードードードードート か。 人は、らい病人をわたしにつかわして、それをいやせと言うの 王はその手紙を読んだ時、衣を裂いて言った、「わたしは殺したらい病をいやしていただくためです」とあった。セイスラエルのです。 て警戒するがよい」。 そこで彼は銀十タラントと、金六千シケルと、 えて行った。^彼がイスラエルの王に持って行った手紙には、 生かしたりすることのできる神であろうか。どうしてこの あなたがたは、彼がわたしに争いをしかけているのを知 晴れ着十着を携 つ

り、

<神の人エリシャは、イスラエルの王がその衣を裂いたことを繋する。 その箇所の上に手を動かして、らい病をいやすのだろうと思った。 きっとわたしのもとに出てきて立ち、その神、 うすれば、 言った、「あなたはヨルダンへ行って七たび身を洗いなさい。そ 聞き、玉に人をつかわして言った、「どうしてあなたは衣を裂き、まうのと しかしナアマンは怒って去り、そして言った、「わたしは、 はイスラエルに預言者のあることを知るようになるでしょう」。 たのですか。彼をわたしのもとにこさせなさい。 三 ダマスコの川アバナとパルパルはイスラエルのすべ あなたの肉はもとにかえって清くなるでしょう」。こ 主の名を呼んで、 そうすれば彼ボ

彼はあなたに『身を洗って清くなれ』と言うだけではありません命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして言った、「わが父よ、預言者があなたに、何か大きな事をせよとらし、怒って去った。」=その時、しもべたちは彼に近よってらし、い 清まることができないのであろうか」。こうして彼は身をめぐ『別川水にまさるではないか。わたしはこれらの川に身を洗って か」。「四そこでナアマンは下って行って、神の人の言葉のよう 川水にまさるではないか。 わたしはこれらの川に身を洗って

彼はしいて受けさせようとしたが、それを拒んだ。こせそこでナたしの仕える主は生きておられる。わたしは何も受けません」。しもべの贈り物を受けてください」。「木エリシャは言った、「わ 騾馬に二駄の土をしもべにください。これから後しもべは、他らば、てマンは言った、「もしお受けにならないのであれば、どうぞ どこにも神のおられないことを知りました。それゆえ、どうぞ、 の前に立って言った、「わたしは今、 ンの宮で身をかがめることがありましょう。 とき、わたしの手によりかかることがあり、またわたしもリンモ どうぞ主がこの事を、しもべにおゆるしくださるように。すな が神には燔祭も犠牲もささげず、ただ主にのみささげます。 わたしの主君がリンモンの宮にはいって、そこで礼拝する イスラエルのほか、全地の わたしがリンモン \_ 八 そ

四

せ

さい」。 くださるように」。「ヵエリシャは彼に言った、「安んじて行きな の宮で身をかがめる時、どうぞ主がその事を、しもべにおゆるし。

れ着二着を与えてください』」。ニニナアマンは、「どうぞニタラわたしのもとに来ましたので、どうぞ彼らに銀一タラントと晴 こへ行ってきたのか」。彼は言った、「しもべはどこへも行きま におさめ、人々を送りかえしたので、彼らは去った。これ彼がは ントを受けてください」と言って彼にしい、銀二タラントを二つ おられる。わたしは彼のあとを追いかけて、彼から少し、物を受をいたわって、彼が携えてきた物を受けなかった。主は生きて したので、彼らはそれを負ってゲハジの先に立って進んだが、三 の袋に入れ、晴れ着二着を添えて、自分のふたりのしもべに渡れる。 まエフライムの山地から、預言者のともがらのふたりの若者が、 た、「無事です。主人がわたしをつかわして言わせます、『ただい 彼を迎えて、「変った事があるのですか」と言うと、三彼は言っかれてい マンは自分のあとから彼が走ってくるのを見て、 車から降り、けよう」。 ニー そしてゲハジはナアマンのあとを追ったが、ナア シャのしもベゲハジは言った、「主人はこのスリヤびとナアマン ナアマンがエリシャを離れて少し行ったとき、こっ いって主人の前に立つと、エリシャは彼に言った、「ゲハジよ、ど 彼は丘にきたとき、それを彼らの手から受け取って家のうちない。 ん」。三、エリシャは言った、 「あの人が車をはなれて、 神み 0) あなた 人と I 1)

う」。彼がエリシャの前を出ていくとき、らい病が発して雪のよ ンのらい病はあなたに着き、ながくあなたの子孫に及ぶであろ しもべ、はしためを受ける時であろうか。ニセそれゆえ、ナアマ を迎えたとき、わたしの心はあなたと一緒にそこにいたではな うに白くなっていた。 いか。今は金を受け、着物を受け、オリブ畑、ぶどう畑、羊、牛、いか。 らば きょう しょきゅう しょし はたけ めっじょうし

をヨルダンに行かせ、そこからめいめい一本ずつ材木を取って 「行きましょう」と答えた。四そしてエリシャは彼らと一緒にい きて、わたしたちの住む場所を造らせてください」。エリシャは しもべらと一緒に行ってください」と言ったので、エリシャは 言った、「行きなさい」。゠時にそのひとりが、「どうぞあなたも、 なたと共に住んでいる所は狭くなりましたので、こわたしたち とも、すっというまます。さて預言者のともがらはエリシャに言った、「わたしたちがあょけんしゃ そのおのの頭を浮ばせ、ょ「それを取りあげよ」と言ったの

その人は手を伸べてそれを取った。

神の人はイスラエルの王に「あなたは用心して、この所をとおかみのとというとと評議して「しかじかの所にわたしの陣を張ろう」と言うと、ひょうぎ ぎえたことは一、二回にとどまらなかった。 くれた所に人をつかわし、警戒したので、その所でみずからを防 い送った。10 それでイスラエルの王は神の人が自分に告げててはなりません。スリヤびとがそこに下ってきますから」と言 ^かつてスリヤの王がイスラエルと戦っていたとき、 で、 家来たち

王がか、 て、こうサデーホディート。
そこに馬と戦車および大軍をつかわした。彼らは夜のうちに来そこに馬と戦車および大軍をつかわした。彼らは夜のうちに来きこれ。# サスンター ドッッ゚ と目に生じる者があったので、1四王は ラエルの王に告げるのです」。「三王は言った、「彼がどこにいる ルの預言者エリシャが、あなたが寝室で語られる言葉でもイス「王、わが主よ、だれも通じている者はいません。ただイスラエ「き。 に「彼はドタンにいる」と王に告げる者があったので、「四王』 か行って捜しなさい。わたしは人をやって彼を捕えよう」。時 言った、「われわれのうち、だれがイスラエルの王と通じている こスリヤの王はこの事のために心を悩まし、家来たちを召して て、その町を囲んだ。 わたしに告げる者はないか」。こひとりの家来が言った、

シャは言った、「恐れることはない。 — 五 をもって町を囲んでいたので、その若者はエリシャに言った、 神の人の召使が朝早く起きて出て見ると、
なるのとのというない。 わが主よ、 わたしたちはどうしましょうか」。 われわれと共にいる者は彼かのかれ 軍勢がで 7馬と戦志 - ^ エリ

エリシャの言葉のとおりに彼らの目をくらまされた。「nそこ言った、「どうぞ、この人々の目をくらましてください」。すると゛ うと、主はその若者の目を開かれたので、彼が見ると、 祈って「主よ、どうぞ、彼の目を開いて見させてください」と言いると共にいる者よりも多いのだから」。「セそしてエリシャがらと共にいる者よりも多いのだから」。「セそしてエリシャが なたがたの尋ねる人の所へ連れて行きましょう」と言って、彼らなったが びとがエリシャの所に下ってきた時、 火の戦車が山に満ちてエリシャのまわりにあった。「<スリヤロ」はとしゃ、やま、み もない。 でエリシャは彼らに「これはその道ではない。これはその町で をサマリヤへ連れて行った。 わたしについてきなさい。わたしはあなたがたを、 エリシャは主に祈って 、火の馬と あ

主君の所へ帰った。スリヤの略奪隊は再びイスラエルのとされ、というなから、 のののではないで、 からい食い飲みを終ると彼らを去らせたので、きかい からい くいの からい からい ここ そこで王は彼らのために盛んなふるまたかせなさい」。 ここ そこで 正は彼らのために盛んなふるまたかせなさい。 かれたので、彼らが見ると、見よ、彼らはサマリヤのうちに来てこの人々の目を開いて見させてください」。主は彼らの目を開いて見させてください」。 パンと水を彼らの前に供えて食い飲みさせ、その主君のもとへつるぎと弓をもって、捕虜にした者どもを撃ち殺すでしょうか。 か」。三エリシャは答えた、 □○彼らがサマリヤにはいったとき、エリシャは言った、 :かせなさい」。 == そこで王は彼らのために盛んなふるまいを 彼らを撃ち殺しましょうか。彼らを撃ち殺しましょう
ホホ 「撃ち殺してはならない。 エルの地にので、その あなたは 主よ、

が見ると、

「きょう、シャパテの子エリシャの首がその肩の上にすわって

神がどんなにでもわたしを罰してくださるように」。

その身に荒布を着けていた――= そして王は言っ み あらぬの っ

を聞いて、

いますと、彼女はその子を隠しました」。『○王はその女の言葉なたの子をください。わたしたちはそれを食べましょう』と言しの子を煮て食べましたが、次の日わたしが彼女にむかって『あしの子を煮て食べましたが、次の日わたしが彼女にむかって『あ 彼女は答えた、「この女はわたしにむかって『あなたの子をくだりの『『「一年のですか」。「「一年のできょう。打ち場の物をもってか」。「「一年がある」とができよう。打ち場の物をもってか、酒ぶねのたを助けることができよう。打ち場の物をもってか、酒ぶねのし主があなたを助けられないならば、何をもってわたしがあなし」。 さい。 城壁の上をとおっていた時、ひとりの女が彼に呼ばわって、「わいまうくき。うえ ままり まえな かれ よい 銀五シケルで売られるようになった。 ニャイスラエルの王がぎ が主、王よ、助けてください」と言ったので、これ彼は言った、「もい。」と、 た。すなわち彼らがこれを攻め囲んだので、ついに、ろばの頭サマリヤを攻め囲んだので、まサマリヤに激しいききんが起っ べましょう』と言いました。これそれでわたしたちは、 四四 こなかった。 一つが銀八十シケルで売られ、はとのふん一カブの この後スリヤの王ベネハダデはその全軍を集 わたしたちは、きょうそれを食べ、あす、わたしの子を食 衣を裂き、— ―王は城壁の上をとおっていたが、 め、 上ってきて 兀 まずわた 一分の一が

三 さてエリシャはその家に座していたが、

長老たちもきて

るならば、

四

□われわれがもし町にはいろうといえば、町には食物゚われわれはどうしてここに座して死を待たねばならな・

彼らは互に

りませんか」。『『彼がなお彼らと語っているうちに、王は彼のてはなりません。彼のうしろに、その主君の足音がするではあ すのを見ますか。その使者がきたならば、戸を閉じて、内に入れ がたは、この人を殺す者がわたしの首を取るために、人をつかわ はその使者がまだ着かないうちに長老たちに言った、「あなた と共に座した。王は自分の所から人をつかわしたが、 はどうしてこの上、 もとに下ってきて言った、「この災は主から出たのです。 主を待たなければならないでしょうか」。 エリシャ わたし

#### 第七章

が神の人に答えて言った、「たとい主が天に窓を開かれても、そが神の人に答えて言った、「たとい主が天によりかかっていた者売り、大麦二セアを一シケルで売るようになるであろう』」。ニ時のの大麦二セアを一シケルで売るようになるであろう』」。ニ時のようである。『あすの今ごろサマリヤの門で、麦粉一セアを一シケルである。『あすの今ごろサマリヤの門で、麦粉一セアを一シケルで 自分の目をもってそれを見るであろう。しかしそれを食べることがあり。な事がありえましょうか」。エリシャは言った、「あなたはんな事がありえましょうか」。エリシャは言った、「あなたは - エリシャは言った、「主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せら とはなかろう」。

> との陣営へ逃げて行こう。もし彼らがわれこに座していても死ぬのだ。いっその事、 てそれを隠し、また来て、他の天幕に入り、そこからも持ち出しつの天幕にはいって食い飲みし、そこから金銀、衣服を持ち出し 戦車の音、馬の音、大軍の音を聞かせられたので、彼らは互に「見せら」をいまいた。またでは、またので、かれていない。 からである。<そこでらい病人たちは陣営のほとりに行き、一 捨て、陣営をそのままにしておいて、 命を全うしようと逃げたす - じんえい と言って、せたそがれに立って逃げ、その天幕と、馬と、ろばをする。そここと、してとなって逃げ、その天幕と、うまっている。 ちおよびエジプトの王たちを雇ってきて、われわれを襲うのだ」 よ、イスラエルの王がわれわれを攻めるために、ヘテびとの王た そこにはだれもいなかった。^これは主がスリヤびとの軍勢に に立ちあがったが、スリヤびとの陣営のほとりに行って見ると、 りだ」。
> 虽そこで彼らはスリヤびとの陣営へ行こうと、 が尽きているから、 てそれを隠した。 てくれるならば、助かるが、たといわれわれを殺しても死ぬばか われわれはそこで死ぬであろう。 もし彼らがわれわれを生かしておいた。いっその事、われわれはスリヤび たそがれ U しかしこ

との陣営に行って見ると、そこにはだれの姿も見えず、また人声 夜明けまで待つならば、われわれは罰をこうむるであろう。ょぁ。とようは良いおとずれのある日であるのに、黙っていい。きょうはよいおとずれのある日であるのに、黙ってい ヵそして彼らは互に言った、「われわれのしている事はよくな \*\*\* て、町の門を守る者を呼んで言った、「わたしたちがスリヤび われわれは行って王の家族に告げよう」。このそこで彼らは 黙っていて、 z

ろに下ってきた時、神の人が言ったとおりであった。「<これは彼を踏みつけたので、彼は死んだ。すなわち、王が神の人のとこりかかっていた、あの副官を立てて門を管理させたが、民は門でりかかっていた、あの『され に押し入ろう』と考えているのだ」。ニー家来のひとりが答えてに押し入ろう』と考えているのだ」。ニー家来のひとりが答えて野に隠れ、『イスラエルびとが町を出たら、いけどりにして、町舎けよう。 彼らは、われわれの飢えているのを知って、陣営を出てリヤびとがわれわれに対して図っている事をあなたがたに「スリヤびとがわれわれに対して図っている事をあなたがたにちに知らせた。三 王は夜のうちに起きて、家来たちに言った、ちに知らせた。三 芸は夜のうちに起きて、家来たちに言った、 れ、主の言葉のとおりになった。これ王は自分がその人の手によ麦粉一セアは一シケルで売られ、大麦二セアは一シケルで売らせぎに そのあとを追ってヨルダンまで行ったが、道にはすべて、スリヤ言って、スリヤびとの軍勢のあとをつけさせたので、「五彼らは」 うせたイスラエルの全群衆と同じ運命にあうのですから。 た」。こそこで門を守る者は呼ばわって、もなく、ただ、馬とろばがつないであり、 びとがあわてて逃げる時に捨てていった衣服と武器が散らばっ たしたちは人をやってうかがわせましょう」。「罒そこで彼らは せてください。ここに残っているこれらの人々は、すでに滅び 言った、「人々に、ここに残っている馬のうち五頭を連れてこさ □ そこで民が出ていって、スリヤびとの陣営をかすめたので、 ふたりの騎兵を選んだ。王はそれをつかわし、「行って見よ」と その使者は帰ってきて、これを王に告げた。 それを王の家族のう 天幕はそのままでし わ

神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が王にむかって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が正にないって、「あすの今ごろ、サマリヤの門で大麦二神の人が「ちょう」

#### 第八章

彼女がこの地を去った日から今までのその畑の産物をことごとかのとよりできます。 その女に尋ねると、彼女は王に話したので、王は彼女のためにひずんない。 とりの役人に命じて言った、「すべて彼女に属する物、 たこれがその子で、エリシャが生きかえらせたのです」。<王が かえらせてもらった女が、 く彼女に返しなさい」。 たので、ゲハジは言った、「わが主、王よ、これがその女です。 自分の家と畑のために王に訴えてき ならびに ま

を迎え、 シャは彼に言った、「行って彼に『あなたは必ずなおります』とこの病気はなおりましょうか』と言わせています」。^^エリ ので、<王はハザエルに言った、「贈り物を携えて行って神の人は病気であったが、「神の人がここに来た」と告げる者があったい。「\*\*\*。 ひと 見つめ、やがて泣き出したので、ニハザエルは言った、「わが主ました」。ニ そして神の人がひとみを定めて彼の恥じるまでに告げなさい。ただし主はわたしに、彼が必ず死ぬことを示され。 ダマスコのもろもろの良い物をらくだ四十頭に載せ、 セさてエリシャはダマスコに来た。時にスリヤの王ベネハダデ あなたがイスラエルの人々にしようとする害悪を知っているかよ、どうして泣かれるのですか」。エリシャは答えた、「わたしは リヤの玉ベネハダデがわたしをあなたにつかわして、『わたしの か』と言って尋ねなさい」。ヵそこでハザエルは彼を迎えようと、 よ、どうして泣かれるのですか」。 して携え行き、エリシャの前に立って言った、「あなたの子、ス 彼によって主に『わたしのこの病気はなおりましょう』 贈り物と

> 王となるでしょう」。「四彼がエリシャのもとを去って、シャは言った、「主がわたしに示されました。あなたはフ 取って水に浸し、それをもって王の顔をおおったので、王は死というです。これでは、からいますのからいます。からいますがあったので、王は死にげました」と答えた。「五しかし翌日になってハザエルは布になって、 う」。「三ハザエルは言った、「しもべは一匹の犬にすぎない だ。ハザエルは彼に代って王となった。 られたので、「あなたが必ずなおるでしょうと、彼はわたしに告 に、どうしてそんな大きな事をすることができましょう」。 て若者を殺し、幼な子を投げうち、妊娠の女を引き裂くでしようかものです。すなわち、あなたは彼らの城に火をかけ、つるぎをもっらです。すなわち、あなたは彼らの城に火をかけ、つるぎをもっ ところへ行くと、「エリシャはあなたになんと言ったか」と尋 あなたはスリヤ 、 主<sub>たが</sub> たが の エ の

なかった。すなわち主は彼とその子孫に常にともしびを与えるたが、「ヵ主はしもベダビデのためにユダを滅ぼすことを好まれ が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪をおこなっずれ、っまっまっまが、かれ、しょうからなった。アハブの娘家がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘いえ と、 シャパテの子ヨラムが位についた。」も彼は王となったとき三 ニャイスラエルの王アハブの子ヨラムの第五年に、 彼に約束されたからである。 ユダ 0) 王が  $\Xi$ 

たって行き、その戦車の指揮官たちと共に、夜のうちに立ちあ王を立てたので、ニョラムはすべての戦車を従えてザイルにわまった。 ヨラムの世にエドムがそむいてユダの支配を脱し、 みず から

 $\frac{-}{\circ}$ 

LE イスラエレのEアハブの子ョラムの籍十二年こユダのEヨロダので、できないた。ここ ヨラムのその他の事績および彼がしたすべての事むいた。ここ ヨラムのその他の事績および彼がしたすべての事むいた。ここ ヨラムのその他の事績および彼がしたすべての事むいた。ここ ヨラムのその他の事績および彼がしたすべての事む、ユダの歴代志の書にしるされているではないか。こ四ヨラムは、ユダの歴代志の書にしるされているではないか。こ四ヨラムの軍隊は天幕に逃げ帰った。こ エドムばこのようにそむいての事はそのた祖たちと共に取って、彼を包囲しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼をし関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼を関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼を関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼を関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼を関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼を関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼を関しているエドムびとを撃った。しかしヨラムがって、彼をはないない。

・ 時に預言者エリシャは預言者のともがらのひとりを呼んで に油を注いでイスラエルの王とする』と言い、そして戸をあけて といって、その頭に注ぎ、『主はこう仰せられる、わたしはあなた たちのうちから立たせて、奥の間に連れて行き、三 油のびんを たちのうちから立たせて、奥の間に連れて行き、三 油のびんを たちのうちから立たせて、奥の間に連れて行き、三 油のびんを たちのうちから立たせて、奥の間に連れて行き、三 油のびんを たちのうちから立たせて、奥の間に連れて行き、三 油のびんを に油を注いでイスラエルの王とする』ともがらのひとりを呼んで こ はばまりなさい。とどまってはならない」。

四そこで預言者であるその若者はラモテ・ギレアデへ行ったが、四そこで預言者であるその若者はラモテ・ギレアデへ行ったが、四そこで預言者であるその描えばこう仰せられます。『わたしはあなたに申しあげる事があります」と言うと、エヒケが立ちあがって家にはいったので、若者はその頭に油を注いウが立ちあがって家にはいったので、若者はその頭に油を注いウが立ちあがって家にはいったので、若者はその頭に油を注いウが立ちあがって家にはいったので、若者はその頭に油を注いたので、彼は「将軍よ、あなたにごす」と言った。木するとエヒたので、彼は「将軍よ、あなたにごった。「イスラエルの神、主はこう仰せられます。『わたしはあなたに油を注いで、主の民イスラエルの王とする。モあなたは主君アハブの家を撃ち滅ぼさなければならない。それによってわたしは、わたしのしもべである預言者たちの血と、主のよってのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべたちの血をイゼベルに報いる。ヘアハブの全家すべてのしもべきない。

そ

の家をネバテの子ヤラベアムのようにし、アヒヤの子バアシャ 由な者も、 ことごとくわたしは断ち、ヵアハブ

下だ

び 出<sup>で</sup> 急いで、おのおの衣服をとり、それを階段の上のエヒウの下に敷いた。これを注え、これではなたに油を注いで、イスラエルの王とする』」。ここすると彼らはなった。 これがあなたがたの本心であるならば、 れに話してください」。そこでエヒウは言った、「彼はこうこう、 ています」。三彼らは言った、「それは違います。どうぞわれわ のためにあなたの所にきたのですか」。エヒウは彼らに言った、 こやがてエヒウが主君の家来たちの所へ出て来ると、 をいやすため、 にそむいた。(ヨラムはイスラエルをことごとく率いて、 わたしに告げて言いました、『主はこう仰せられる、わたしはあ 「あなたがたは、あの人を知っています。またその言う事も知っ ヒウに言った、「変った事はありませんか。 四こうしてニムシの子であるヨシャパテの子エヒウはヨラム ラッパを吹いて「エヒウは王である」と言った。 て、 れをエズレルに告げてはならない」。「「そしてエ エズレルに帰っていた。)エヒウは言った、 ひとりもこの町から忍いのとり あの気違いは、 彼らはエ 、「もし 、なん ラモ

> ウは車に乗ってエズレルへ行った。 からである。 っていた。 またユダの王アハジヤはヨラムを見舞うために ヨラムがそこに伏してい

所へ行きましたが帰ってきません。 た、「あなたは平安となんの関係がありますか。
「王はこう仰せられます、『平安ですか』」。エヒ か。 『平安ですか』と言わせなさい」。「<そこでひとりが馬に乗ってう」といった、「ひとりを馬に乗せてつかわし、それに会わせて ーセさてエズレルのやぐらに、 ウを見て言った、「エヒウよ、平安ですか」。 て、 ると、イスラエルの王ヨラムと、ユダの王アハジヤは、 三そこでヨラムが「車を用意せよ」と言ったので、 子エヒウの操縦するのに似て、猛烈な勢いで操縦して来ます」。 ついてきなさい」。この物見はまた告げて言った、「彼も、 こで再び人を馬でつかわしたので、彼らの所へ行って言った、 た、「使者は彼らの所へ行きましたが、 か」」。エヒウ言った、「あなたは平安となんの関係がありま 行き、彼に会って言った、「王はこう仰せられます、『平安ですい ラムは言った、「ひとりを馬に乗せてつかわし、 ヒウの群衆が来るのを見て、「群衆が見える」と言ったので、 の車で出て行った。すなわちエヒウに会うために出 わたしのあとについてきなさい」。物見はまた告げて言っ エズレルびとナボテの地所で彼に会った。三ヨラムはエヒ ひとりの物見が立って あの車の操縦はニムシの 帰ってきません」。「れそ エヒウは答えて言っ エヒウは答えた、「 わたしのあとに 車を用意す 1, おのお た 彼らの ラい 三 エ

なたの母イゼベルの姦淫と魔術とが、こんなに多いのに、どうして逃げ、アハジヤにむかって、「アハジヤよ、反逆です」と言うと、「西エヒウは手に弓をひきしぼって、ヨラムの両肩の間を射たので、矢は彼の心臓を貫き、彼は車の中に倒れた。「五エヒウはその副官ビデカルに言った、「彼を取りあげて、エズレルびとナボテの畑に投げ捨てなさい。かつて、わたしとあなたと、ふたり共に乗って、彼の父アハブに従ったとき、主が彼について、この預言をされたことを記憶しなさい。「ますなわち主は言われた、『まことに、わたしはきのうナボテの血と、その子らの血を見た』。また主は言われた、『わたしはこの地所であなたに羈後見た』。また主は言われた、『わたしはこの地所であなたになっな。まなのようにしなさい」。

「おしばする」と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と。それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と、それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と、それゆえ彼を取りあげて、その地所に投げすて、主のする』と、おはないと、なたの母イゼベルの姦淫と魔術とが、こんなに多いのに、どうしなたりは、こんなに多いのに、どうしなたが、こんなに多いのに、どうしなたりは、こんなに多いのに、どうしなためば、またが、こんなに多いのに、どうしないましています。

共に葬った。 は、などデの町で彼の墓にその先祖たちとせてエルサレムに運び、ダビデの町で彼の墓にその先祖たちとで逃げていって、そこで死んだ。こへその家来たちは彼を車に載で逃げていって、そこで死んだ。こへその家来たちは彼を車に載い、「彼をも撃て」と言ったので、イブレエヒウはそのあとを追い、「彼をも撃て」と言ったので、イブレエヒカはそのあとを追い、「彼をも撃て」と言ったので、イブレエヒカはそのあとを追い、「彼をも撃て」と言ったので、イブレエヒカはそのまで、が、いる。 は、なが、なが、なが、ないでいて、イブレエヒカはそのあとを追い、「彼をも撃て」と言ったので、イブレエヒカはその声で、がは、がいる。 は、なが、なが、ないでは、からないでは、からないでは、これを見てベテハガンの方へ逃げたが、これなの王アハジヤはこれを見てベテハガンの方へ逃げたが、これないない。

EO エヒウがエズレルにきた時、イゼベルはそれを聞いて、そのたのである。 これアハブの子ヨラムの第十一年にアハジヤはユダの王となっ

> 彼女を葬ろうとして行って見ると、頭蓋骨と、足と、たなごころかのと、 ですりなさい。彼女は王の娘なのだ」。三五 しかし彼らが彼女を葬りなさい。彼女は王の娘なのだ」。三五 しかし彼らがはいって食い飲みし、そして言った、「あののろわれた女を見、はいって食い飲みし、そして言った、「あののろわれた女を見、ねかかった。そして馬は彼女を踏みつけた。三四 エヒウは内にねかかった。 言った。彼らは彼女を投げ落したので、その血が壁と馬とにはいい。 かん からじょ はいかく カラック ない かく うま おく かん かん かんじょ ない かんじょ ないかんがん からじょ ないかん かんじょ ないかん かんじょ ないかん かんじょ ないかん かんじょ ないかん 糞土のように野のおもてに捨てられて、だれも、これはイゼベルルの肉を食うであろう。 wt イゼベルの死体はエズレルの地で、 げになった言葉である。 に味方する者があるか。だれかあるか」と言うと、二、三人のであった。 た。三するとエヒウは顔をあげて窓にむかい、「だれか、わたし 目め た、「これは主が、そのしもべ、テシベびとエリヤによってお告 のほか何もなかったので、三、帰って、彼に告げると、 いってきたので、「主君を殺したジムリよ、 「を塗り、 と言うことができないであろう』」。 髪を飾って窓から望み見たが、三エヒウがかるかで、またのである。 すなわち『エズレルの地で犬がイゼベ 無事ですか」と言 彼は言い 門には つ

### 第一〇章

ハブの子供の守役たちとに伝えて言った、= 「あなたがたの主君したためてサマリヤに送り、町のつかさたちと、長 老たちと、アーアハブはサマリヤに七十人の子供があった。 エヒウは手紙を「アハブはサマリヤに七十人

て立ち、すべての民に言った、「あなたがたは正しい。主君にそて、ふた山に積んでおけ」と言った。ヵ朝になると、彼は出て行っ首を持ってきました」と言うと、「あくる朝までそれを門の入口に送った。△使者が来て、エヒウに告げ、「人々が王の子供たちのに送った。△を者が来て、エヒウに告げ、「人々が王の子供たちのとく殺し、その首をかごにつめて、エズレルにいるエヒウのもと たしに味方し、わたしに従おうとするならば、あなたがたの主君は再び彼らに手紙を書き送って言った、「もしあなたがたが、わあなたがよいと思われることをしてください」。<そこでエヒウあなたがよいと思われることをしてください」 たしたちは、あなたのしもべです。すべてあなたが命じられるさ、長老たちと守役たちはエヒウに人をつかわして言った、「わ めに戦いなさい」。四彼らは大いに恐れて言った、「ふたりの王たた、最も適当な者を選んで、その父の位にすえ、主君の家のたた、最も適当な者を選んで、その父の位にすえ、」。 らを育てていた町のおもだった人々と共にいた。も彼らはその のもとに持ってきなさい」。そのころ、王の子供たち七十人は彼れの子供たちの首を取って、あすの今ごろエズレルにいるわたし 事をいたします。わたしたちは王を立てることを好みません。 ちがすでに彼に当ることができなかったのに、 も武器もあるのだから、この手があなたがたのもとに届いた 手紙を受け取ると、王の子供たちを捕えて、その七十人をことごてがみ、う。と ならば、すぐ、E あなたがたは主君の子供たちのうち最もすぐれ して当ることができよう」。゙゙゙゙゙゠そこで宮廷のつかさ、 たちがあなたがたと共におり、また戦 車も馬も、堅固 われわれがどう 町のつか な町

事をなし遂げられたのです」。こ こうしてエヒウは、アハブの知りなさい。主は、そのしもベエリヤによってお告げになったの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことをの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことを こさてエヒウは立ってサマリヤへ行ったが、途中、牧者のほくこと を が を引いて自分の車に上らせ、「木「わたしと一緒にきて、 手をわたしに伸べなさい」と言ったので、その手を伸べると、彼『真実です』と答えた。するとエヒウは「それならば、あなたの Im エヒウはそこを立って行ったが、自分を迎えにきたレカブの れ」と命じた。そこで彼らをいけどって、集まり場の穴のかたわ 下ってきたのです」と答えたので、「四エヒウは「彼らをいけど ですが、王の子供たちと、王母の子供たちの安否を問うためにはどなたですか」と言うと、「わたしたちはアハジヤの身内の者は ちを殺して、彼に属する者はひとりも残さなかった。 家に属する者でエズレルに残っている者をことごとく殺し、いる。そく む たしがあなたに対するように真実ですか」と言うと、ヨナダブは 子ヨナダブに会ったので、彼にあいさつして、「あなたの心は、わ らで彼ら四十二人をことごとく殺し、ひとりをも残さなかった。 「真実です」と答えた。するとエヒウは「それならば、 たそのすべてのおもだった者、その親しい者およびその祭司 主に 殺したのはだれですか。ここれであなたがたは、 いて 熱心なのを見なさい」と言った。タッ゚゚゚゚ 彼を殺したのはわたしです。 U かしこのすべての そして彼を自分の車に 主がアハブ 者ども わたし 集ぁっ ま

残っている者をことごとく殺して、その一族を滅ぼした。 エリヤにお告げになった言葉のとおりである。 サマリヤへ行って、 アハブに属する者で、 サマリ 主ゅが ヤに

聖会を催しなさい」と命じたので、彼らはこれを布告した。三巻ので、ままのである。三0そしてエヒウは「バアルのためにない」。しかしエヒウはバアルの礼拝者たちを滅ぼすためにない」。しかしエヒウはバアルの礼拝者 礼拝者のみで、主のしもべはひとりも、あなたがたのうちにいればはいとれた。これにはただバアル礼拝者たちに言った、「調べてみて、ここにはただバアルウはレカブの子ヨナダブと共にバアルの宮に入り、バアルウはレカブの子ヨナダブと共にバアルの宮に入り、バアル どる者に「祭服を取り出してバアルのすべての礼拝者に与えよ」 と言ったので、彼らのために祭服を取り出した。 言 そしてエ ら端までいっぱいになった。 == その時エヒウは衣装をつかさ アルにささげようとしている。すべてこない者は生かしておか もこない者のないようにしなさい。 るであろう。 ブは少しばかりバアルに仕えたが、エヒウは大いにこれに仕え 「<次いでエヒウは民をことごとく集めて彼らに言った、 の礼拝者、すべての祭司をわたしのもとに召しなさい。ひとり シャーンの子ヨナダブと共にバアルの宮に入り、レカブの子ヨナダブと共にバアルの宮に入り、 しかしエヒウはバアルの礼拝者たちを滅ぼすために わたしは大いなる犠牲をバ すべて アル な  $\mathcal{O}$ 0 ヒ

ためにはいっ

将校たちはつるぎをもって彼らを撃ち殺し、それを投げ出し「はいって彼らを殺せ。ひとりも逃がしてはならない」。侍衛と「 る。 り出して、 て、バアルの宮の本殿に入り、ニベバアルの宮にある柱の像を取 ることが終ったとき、 がたの手に渡す者をひとりでも逃す者は、 さてエヒウは八十人の者を外に置いて言った、「わたしがあなた Ų 「はいって彼らを殺せ。 人の命に換えなければならない」。ニュこうして燔祭をささげ バアルの宮をこわして、 それを焼いた。これまた彼らはバアルの石柱をこわ エヒウはその侍衛と将校たちに言った、 かわやとしたが今日まで残って 自分の命をもってそ

うとはせず、イスラエルに罪を犯させたヤラベアムの罪を離れしエヒウはイスラエルの神゚な、よの律法を心をつくして守りたおしている。また、ことの子孫は四代までイスラエルの位に座するであろう」。三しかの子孫は四代までイスラエルの位に座するであろう」。三しか なかった。 わたしの心にあるすべての事をアハブの家にしたので、 わたしの目にかなう事を行うにあたって、よくそれを行い、またかとしの目にかなう事を行うにあたって、よくそれを行い、また ることをやめなかった。三〇主はエヒウに言われた、「あなたは た。 ヤラベアムの罪、すなわちベテルとダンにある金の子牛に 三、このようにエヒウはイスラエルのうちからバアルを一 アムの罪、すなわちベテルとダンにある金の子牛に仕えしかしエヒウはイスラエルに罪を犯させたネバテの子 あなた 掃き

三この時にあたって、 主はイスラエ ル の領地な を 可 切り 取ることを

始められ 事績と、彼がしたすべての事およびその武勇は、ことごとくイスじせき、かれ ンびと、マナセびとの地を侵し、アルノン川のほとりにあるアロ を侵し、三ヨルダンの東で、 ヒウはその先祖たちと共に眠ったので、彼をサマリヤに葬っラエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。三五エ エルからギレアデとバシャンに及んだ。三四エヒウのその他た やでイスラエルを治めたのは二十八年であった。 の 子エホアハズが代って王となった。ミスエ ちハザエルはイスラエルのすべ ギレアデの全地、 カドび ヒウがサマ ての 領 ル 域  $\mathcal{O}$ ベ

#### 第一一章

の間アタリヤが国を治めた。 っ間アタリヤが国を治めた。 っ間アタリヤが国を治めた。 ってアハジヤの母アタリヤはその子の死んだのを見て、立って、からぞく としている王の子たちのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子たちのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子たちのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子たのうちから盗み取り、彼とそのうばとをとしている王の子の方にいる。 って、からぞく で王の一族をことごとく滅ぼしたが、ニヨラム王の娘で、アハジャの間アタリヤが国を治めた。

せ、彼らと契約を結び、主の宮で彼らに誓いをさせて王の子を見兵との大将たちを招きよせ、主の宮にいる自分のもとにこさ兵との大将たちを招きよせ、主の宮にいる自分のもとにこさ四第七年になってエホヤダは人をつかわして、カリびとと近衛四第七年になってエホヤダは人をつかわして、カリびとと近衛の

れるこでその大将たちは祭司エホヤダがすべて命じたとおりにれるこでその大将たちは祭司エホヤダがすべて命じたとおりにれるこでその大将たちは祭司エホヤダがすべて命じたとおりにれること、安息日に当番となる者とを率いて祭司エホヤダのもとにきと、安息日に当番となる者とを率いて祭司エホヤダのもとにきたので、「〇祭司は主の宮にあるダビデ王のやりと盾を大将たたので、「〇祭司は主の宮にあるダビデ王のやりと盾を大将たたので、「〇祭司は主の宮にあるダビデ王のやりと盾を大将たたがした。」 近衛兵はおのおの毎に武器をとって主の宮のちに渡した。「近衛兵はおのおの手に武器をとって主の宮のちに渡した。」 近衛兵はおのおのちに武器をとって主の宮のちに渡した。 「一近衛兵はおのおのちに武器をとって主の宮のちに渡した。」 がればらればいる。 まらばん でんじょう はんげん まっぱん しょう はんげん かんむり はんけん かんむり はんけん かんむりに かんむり はんけん かんむり はんけん かんむり はんけん かんむり はんけん かんむり は手を打って「王万歳」と言った。

た国の民は皆喜んでラッパを吹いていたので、アタリヤはそのと、たみ、ななようでない。 国見ると、王は慣例にしたがって柱のかたわらころへ行って、国見ると、王は慣例にしたがって柱のかたわらころへ行って、国見ると、正は慣例にしたがって柱のかたわらこ アタリヤは近衛兵と民の声を聞いて、主の宮に入り、民のと三 アタリヤは近衛兵と民の声を聞いて、主の宮に入り、民のと

の間をとおって出て行かせ、彼女に従う者をつるぎをもって殺っただとおって出て行かせ、彼女に従う者をつるぎをもって殺ってホヤダは軍勢を指揮していた大将たちに命じて、「彼女を列衣を裂いて、「反逆です、反逆です」と叫んだ。「まその時祭司でも、」 え、王の家の馬道へ連れて行ったが、彼女はついにそこで殺され てはならない」と言ったからである。「木そこで彼らは彼女を捕 た。 しなさ い」と言った。これは祭司がさきに「彼女を主の宮で殺しい」と言った。これは祭司がさきに「彼女を主の宮で殺し

四

王の家に入り、王の位に座せしめた。このこうして国の民は皆喜らいえば、まっくらいまった。 でき しゅ きゃくらい さんの民を率いて、主の宮から王を導き下り、近衛兵の門の道からないでエホヤダは大 げたちと、カリびとと、近衛兵と国のすべ次いでエホヤダは大 祭壇の前で殺した。そして祭司は主の宮に管理人を置いた。」たさだな、書きでは、そのの後を打ち砕き、バアルの祭司マッタンをそのた。」へそこで国の民は皆バアルの宮に行って、これをこわし、た。」へそこでは、 こせかくてエホヤダは主と王および民との間に、皆主の民はかくてエホヤダは主と王および民との間に、皆主の民 という契約を立てさせ、 かになった。 になった。三ヨアシは位についた時七歳であった。はアタリヤが王の家でつるぎをもって殺されてのち、。 また王と民との間にもそれを立てさせ となる おだ

間<sub>だ</sub> 間、世を治めた。そっヨアシはエヒウの その母はベエルシバの出身で、 第七年に位につき、エルサレムで四十 名をヂビアと 年<sup>ね</sup>ん

なかったので、民はなおその高き所で犠牲をささげ、香をたい祭司エホヤダが彼を教えたからである。三しかし高き所は除かいった。ニヨアシは一生の間、主の目にかなう事をおこなった。いった。ニョアシは一生の間、主の目にかなう事をおこなった。

れそこで祭司エホヤダは一つの箱を取り、そのふたに穴をあと、主の宮の破れを繕わない事とに同意した。れを渡しなさい」。ヘ 祭司たちは重ねて民から銀を受けないれを渡しなさい」。^ 祭司たちは重ねて民から銀を受けない 祭司エホヤダおよび他の祭司たちを召して言った、「なぜ、祭司たちは主の宮の破れを繕わなかった。ょそれで、ヨアシ祭司たちない」。\*ところがヨアシ王の二十三年に至るればならない」。\*ところがヨアシェの二十三年に至る 主の宮に破れの見える時は、それをもってその破れを繕わなけられを祭司たちがおのおのその知る人から受け取り、どこでも 知人から銀を受けてはならない。主の宮の破れを繕うためにそれたがたは主の宮の破れを繕わないのか。あなたがたはもはやたがたは主。 見ると、王の書記官と大祭司が上ってきて、主の宮にある銀を数め、まうしょきかん だいさいし のぼ こり ない まっ きん かぞの中に入れた。10 こうしてその箱の中に銀が多くなったのを て門を守る祭司たちは主の宮にはいってくる銀をことごとくそもと、それを主の宮の入口の右側、祭壇のかたわらに置いた。そして、それを主の宮の入口の右側、祭壇のかたわらに置いた。そし た。 えて袋に詰めた。 ヨアシは祭司たちに言った、「すべて主の宮に聖別」 中に入れた。10こうしてその箱の中に銀が多くなったのを繁し、 \_ そしてその数えた銀を、 \*\*\* 工事をつ ヨアシ王は してささ 至るまで、 け

まの宮の宮の監督者の手にわたしたので、彼らはそれを主の宮に働きない。「単 またその銀をもって主の宮の破れを繕う材木と切り石を買い、またそれく木工と建築師に払い、三石工および石切りに払い、またそれにはいってくるその銀をもって主の宮の破れを繕う材木と切り石を買い、主の宮を繕うために用いるすべての物のために費した。「三ただし、主の宮ではいってくるその銀をもって主の宮のために銀のたらい、心切りばさみ、鉢、ラッパ、金の器、銀の宮のために銀のたらい、心切りばさみ、鉢、ラッパ、金の器、銀の宮のために銀のたらい、心がりばさみ、鉢、ラッパ、金の器、銀の宮のために銀のたらい、といっとととはしなかった。「四ただこれを工事をする者に扱わせたを繕わせた。」 またその銀を渡して工事をする者に払わせたを締わせた。「四ただこれを工事をする者に扱りに記した。」 なったからである。「六 愆祭の銀と罪祭の銀は主の宮に、はいらないで、祭司に帰した。

倉と、主の宮にある金をことごとく取って、スリヤ王のハザエルくら、 こゅ ます まっぱい およびヨアシ自身が聖別してささげた物、ならびに主の宮のの王ヨシャパテ、ヨラム、アハジヤが聖別してささげたすべての て、その顔を向けたとき、「ヘユダの王ヨアシはその先祖、ユダて、その顔をしたとき、「ヘユダの王ヨアシはその先祖、ユダこれを取った。そしてハザエルがエルサレムに攻め上ろうとし 王の歴代志の書にしるされているではない。 に贈ったので、ハザエルはエルサレムを離れ去った。 家来たちは立って徒党を結び、シラに下る道にあるミロの家でけらい In ヨアシのその他の事績および彼がしたすべての事 〒そのころ、スリヤの王ハザエ アシを殺した。三 すなわちその家来シメアテの子ヨザカ ル が上ってきて、 か。 = ガテを攻めて ヨアシの ユ ダ ĵν 0

た。じく、ダビデの町に葬った。その子アマジヤが代って王となっじく、ダビデの町に葬った。その子アマジヤが代って王となっと、ショメルの子ヨザバデが彼を撃って殺し、彼をその先祖と同と、ショメルの子

#### 第一三章

テの子ヤラベアムの罪を行いつづけて、それを離れなかった。ミニ彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバーが、ショーの「また」が、からないが、イスラエルに罪を犯させたネバースはサマリヤでイスラエルの王となり、十七年世を治めた。アハズはサマリヤでイスラエルの王となり、十七年世を治めた。 彼らはイスラエルに罪を犯させたヤラベアムのです。これでする。これではいるのであった。これによいに自分たちの天幕に住むようになった。こそれによ I) ず、それを行いつづけた。 たので、イスラエルの人々はスリヤびとの手をのがれ、前 ハズが主に願い求めたので、主はついにこれを聞きいれられた。たハザエルの子ベネハダデの手にわたされた。四しかしエホア -ユ ままであった。セさきにスリヤの王が彼らを滅ぼし、踏み砕くち スリヤの の間、絶えずイスラエルをスリヤの王ハザエルの手にわたし、。 のようにしたのでエホアハズの軍勢で残っ ダの 主によって悩まされたイスラエルの悩みを見られたか 王アハジヤの子ヨアシの第二十三年にエヒウの子エホ またアシラの像もサマリヤに立った にもかかわらず、 たもの 家の罪を離れ のよう ただ ま

の子ヨアシが代って王となった。
ハズは先祖たちと共に、戦ったので、彼をサマリヤに葬った。それがは先祖たちと共に、様でしるされているではないか。ヵ エホアエルの王の歴代志の書にしるされているではないか。ヵ エホアの他の事績と、彼がしたすべての事およびその武勇は、イスラ騎兵五十人、戦車十一両、歩兵一万人のみであった。^ エホアハズ

ロリヤでイスラエルの王となり、十六年世を治めた。こ 彼は 主マリヤでイスラエルの王となり、十六年世を治めた。こ ヨアシは中の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子やの目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子やの目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子やの目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子やと戦ったその武勇は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされと戦ったその武勇は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされと戦ったその武勇は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされと戦ったの位に座した。そしてヨアシはイスラエルの王たちとなる。こ ながこれでの位に座した。そしてヨアシはイスラエルの王たちとなる。 ロじくサマリヤに葬られた。

れをあけると、エリシャはまた「射なさい」と言った。彼が射るれをあけると、エリシャは死の顔の上に涙を流し、「わが父よ、わが父は彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓と矢を取った。は彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓と矢を取った。は彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓と矢を取った。は彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓と矢を取った。は彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓と矢を取った。は彼に「弓と矢を取りなさい」と言ったので、弓と矢を取った。は彼に「弓と矢を取りなさい」と言った。彼がいると、エリシャは死ぬ病気にかかっていたが、イスラエルの王っとない。

は年が改まるごとに、国にはいって来るのを常とした。三時でいるこうしてエリシャは死んで葬られた。さてモアブの略奪隊 の人は怒って言った、「あなたは五度も六度も射るべきであって地を射なさい」と言ったので、三度射てやめた。「ヵすると神家」があった。 それを取った。エリシャはまたイスラエルの王に「それをもっ シャの骨に触れるとすぐ生きかえって立ちあがった。 に、ひとりの人を葬ろうとする者があったが、略奪隊を見たの あろう」。「<エリシャはまた「矢を取りなさい」と言ったので、 なたはアペクでスリヤびとを撃ち破り、 で、その人をエリシャの墓に投げ入れて去った。 たので、スリヤを撃ち破ることはただ三度だけであろう」。 つくすことができたであろう。しかし今あなたはそうし と、エリシャは言った、「主の救の矢、スリヤに対する救の矢。 た。 そうしたならば、あなたはスリヤを撃ち破り、それを滅ぼ 彼らを滅ぼしつくすで
かれ その人 なか は エリ つ

て、イスラエルの町々を取り返した。

#### 第一四章

「イスラエルの王エホアハズの子ョアシの第二年に、ユダの王黒アシの子アマジヤが王となった。こ彼は王となった時二十五島で、二十九年の間エルサレムで世を治めた。その母はエルサレムの出身で、名をエホアダンといった。三アマジヤは主の目にかなう事をおこなったが、先祖ダビデのようではなかった。既はすべての事を父ヨアシがおこなったようにおこなった時、父ヨアシだるかったので、民はなおその高き所で犠牲ただし高き所は除かなかったので、民はなおその高き所で犠牲ただし高き所は除かなかったので、民はなおその高き所で犠牲ただし高き所は除かなかったので、民はなおその高き所で犠牲ただし高き所は除かなかったので、民はなおその高き所で犠牲ただし高き所は除ったのであって、そこに主は命じて「父は子のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われてい。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである」と言われている。

をするのですか」。

とおりである。
ラを攻め取って、その名をヨクテルと名づけたが、今日までそのす。というでは、というなないので、その名をヨクテルと名づけたが、今によっている。またセセアマジヤはまた塩の谷でエドムびと一万人を殺した。 またセ

<そこでアマジヤがエヒウの子エホアハズの子であるイスラエ

え、あなたは災をひき起して、自分もユダも共に滅びるような事ができる。と言わせたので、ヵイスラエルの王ヨアシはユダの香柏に、『あなたの娘をわたしのむすこの妻にください』と言い送ったことがあったが、レバノンの野獣がとおって、そのいばらを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃って、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃って、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃って、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃って、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃って、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃って、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いにエドムを撃つて、心にたからを踏み倒した。このあなたは大いに対して、「さあ、われわれは互に顔をかっているが、その栄養に満足して、自分もユダも共に滅びるような事が、あなたは災をひき起して、自分もユダも共に滅びるような事が、からないの王ヨアシに使者をつかわして、「さあ、われわれは互に顔をあるないの王ヨアシに使者をつかわして、「さあ、われわれは互に顔を

て、 シメシで互に顔をあわせたが、ニュダはイスラエルに敗られアシは上ってきた。そこで彼とユダの王アマジヤはユダのベテ ラエルの王たちと共にサマリヤに葬られ、 ジヤと戦った事は、イスラエルの王の歴代志の書にしるされて | H ヨアシのその他の事績と、その武勇および彼がユダの王アマ ことごとく取り、かつ人質をとってサマリヤに帰った。 「四また主の宮と王の家の倉にある金銀およびもろもろの器をの門から隅の門まで、おおよそ四百キュビトにわたってこわし、 シで捕え、エルサレムにきて、エルサレムの城壁をエフライム はアハジヤの子ヨアシの子であるユダの王アマジヤをベテシメ アシは上ってきた。そこで彼とユダの王アマジヤは こ しかしアマジヤが聞きいれなかったので、イスラエ おのおのその天幕に逃げ帰った。これスラエルの王ヨアシ その子ヤラベアムが ールの 王ョ ヨ

代って王となった。

子ヤラベアムの手によって救われた。下から消し去ろうとは言われなかった。そして彼らをヨアシのにから消し去ろうとは言われなかった。そして彼らをヨアシの

の子ゼカリヤが代って王となった。 \*\*\* せんぞ の武勇、すなわち彼が戦争をした事および、かつてユダに属していたダマスコとハマテを、イスラエルに復帰させた事は、イスラエルの王の歴代表の書にしるされているではないか。 ニュヤラベアムはその先祖であるイスラエルに復帰させた事は、イスラエルの王のではないか。 ニュヤラでアムのその他の事績と、彼がしたすべての事およびその子ゼカリヤが代って王となった。

### 第一五章

ビデの て王となっ 町にその 先祖たちと共に った。 その子 ・ヨタ Ź が 代か つ

他の事績は、イスラエルのEり素がないします。こ ゼカリヤのそのムで彼を撃ち殺し、彼に代って王となった。こ ゼカリヤのそのた。10 ヤベシの子シャルムが徒党を結んで彼に敵し、イブレアた。10 ヤベシの子シャルムが走き。 しょうしょう なれ てき 位に座するであろう」と告げられたが、 ニ主はかつてエ エルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を離れの先祖たちがおこなったように主の目の前に悪を行い、 サマリヤでイスラエルの王となり、六か月世を治めた。 ハユダの なった。 王アザリヤの ヒウに、 第三十八年にヤラベアムだい 「あなたの子孫は四代までイスラエル はたしてそのとおりに の子ゼカリヤが ヵ彼はそ れなかっ イスラ  $\mathcal{O}$ 

領域を撃った。いって、タップ なり、 がテルザからサマリヤに上ってきて、 書にしるされている。 マリヤで撃ち殺し、彼に代って王となった。」 Ξ り、サマリヤで一か月世を治めた。「四時にガデの子メナヘムサベシの子シャルムはユダの王ウジヤの第三十九年に王とヤベシの子 ユ )事績と、彼が徒党を結んだ事は、イスラエ ーダの タップアと、 王アザリ そのうちの妊娠の女をことごとく引き裂い すなわち彼らが彼のために開 ヤの そのうちにいるすべての - ^ その時メナヘムはテルザから進 第三十九年に、ガデの子メナヘムはイス ヤベシの子シャルムをサ 一ルの王の歴代志の かなかったの シャルムのその およびその  $\lambda$ で、 で

敵き

の王プルが国に攻めてきたので、メキラベアムの罪を一生の間、離れなすの目の前に悪を行い、イスラエルいる いっしょう あいだ はな フェルの主となり、サマリヤで十年ラエルの王となり、サマリヤで十年 書にしるされていた。 銀五十シケルを出させてアツスノアファニューを発えてスラエルのすべての富める者に課し、その人々に、をイスラエルのすべての富める者に課し、その人々に、 ヤラベアムの罪を離れなかった。これに人とはこ徒党を結んで彼にヤラベアムの罪を離れなかった。これ時に彼の副官であったレは主の目の前に悪を行い「イフェニノー」 先祖たちと共に眠り、その子ペカヒヤが代って王となった。の歴代志の書にしるされているではないか。三メナヘムへムのその他の事績と彼がしたすべての事は、イスラエルのへムのその他の事績と彼がしたすべての事は、イスラエルの は主の目の前に悪を行い、 マリヤでイスラエルの王となり、二年の間、 ニーメナへムの子ペカヒヤはユダの王アザリヤの第五十年に、 アッスリヤの王は国にとどまらない うちに強くするためであった。IO プルに与えた。 にしるされている。 し、サマリヤの、 事績と彼がしたすべての事は、 ったりでうっ、 これは彼がプルの助けを得て、国を自分りで、 これは彼がプルの助けを得て、国を自分りで、 ニュ もてきたので、メナヘムは銀一千タラントでしょう。 彼に代って王となった。これへれかれかれからいますで彼を撃ち殺王の宮殿の天守で彼を撃ち殺 イスラエルに罪を犯せたネバテの子)なり、二年の間、世を治めた。三の彼れはユダの王アザリヤの第五十年に、サ 年の間、 なかった。」れ時にアッ ルに罪を犯させたネバ すなわちメナヘムはその イスラエル で帰っていった。三メナ 世を治さ メナヘムはその銀が、国を自分の手の ペカ 三 メナヘム 0) め 玉ぉ パヒヤの た。 た。 こうして 歴代に おのお <u>一</u>八 すな、 ルの テの スリヤ そ 彼れ は 王ぉ 0)

マリヤの子ペカは ユダ の 王アザリ Ý 0) 第だ 五. + 年に、 サ マ

七

テの子ヤラベアムの罪を離れなかった。は主の目の前に悪をおこない、イスラエルに罪を犯させたネバリヤでイスラエルの王となり、二十年の間、世を治めた。三、彼りヤでイスラエルの王となり、二十年の間、世を治めた。三、彼り

これはウジヤの子ヨタムの帯に、アッスリヤの王テグラテピレセリヤへ捕え移した。三の時にエラの子ホセアは徒党を結んで、レリヤへ捕え移した。三の時にエラの子ホセアは徒党を結んで、レリヤの子ペカに敵し、彼を撃ち殺し、彼に代って王となった。これはウジヤの子ヨタムの第二十年であった。三、ペカのそのこれはウジヤの子ヨタムの第二十年であった。三、ペカのその他の事績と彼がしたすべての事は、イスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニュイスラエルの王ペカの世に、アッスリヤの王テグラテピレセニューは、アッスリヤの王テグラテピレセニューは、アッスリヤの王テグラテピレセニューは、アッスリヤの王テグラテピレセニューは、アッスリヤの王テグラテピレセニューは、アッスリヤの王テグラテピレヤル、アッスリヤの王の神が大きない。

たいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムはどうの野にとれた。三八ヨタムが王となった。三四彼は王となった時二十五歳でい、すべて父ウジヤの行ったようにおこなった。三八ヨタムは一をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は主の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は立の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は立の宮の上の門を建てた。三八ヨタムのその他をたいた。彼は立ての事は、ユダの王ウジューレマリヤの子ペカをユダに攻めこさせられた。三八ヨタムはしませんぞ

葬られ、その子アハズが代って王となった。

# 第一六章

し、またレヂンを殺した。はダマスコに攻め上って、これを取り、その民をキルに捕え移はダマスコに攻め上って、これを取り、その民をキルに捕え移はダマスコに攻め腫りを聞きいれた。すなわちアツスリヤの王ので、カアッり、これを贈り物としてアッスリヤの王におくったので、カアッり、これを贈り物としてアッスリヤの王におくったので、カアッ

ぎ、酬恩祭の血を祭壇にそそぎかけた。「四彼はまた主の前にぎ、酬恩祭の血を祭壇にそそぎかけた。」四彼はまた主の前に祭壇に近づいてその上に登り、「三燔祭と素祭を焼き、灌祭を注される。」二王はダマスコから帰ってきて、その祭壇を見、に作った。」二世はダマスコから帰ってきて、その祭壇を見、 がダマスコから送ったものにしたがって祭壇を建てた。すなわ作って、祭司ウリヤに送った。ニーそこで祭司ウリヤはアハズ王言 0 ち祭司ウリヤはアハズ王がダマスコから帰るまでにそのとおり その祭壇の作りにしたがって、その詳しい図面と、 マスコへ行ったが、ダマスコにある祭壇を見たので、アハズ王は アハズ王はアッスリヤの王テグラテピレセルに会おうとダ はアハズ王がすべて命じたとおりにおこなった。 の祭壇をわたしは伺いを立てるのに用いよう」。 ズ王は台の鏡板を切り取って、 洗盤をその ひな型とを た 祭 引 ウ の 上え から

子と、たる人 歴代志の書にしるされているではないか。このアハルキャだいしょ。のでいた。「ヵアハズのその他の事績は、に主の宮から除いた。「ヵアハズのその他の事績は、のある道、および王の用いる外の入口をアッスリヤのあるぎ のある道、および王の用いる外の入口をアッスリヤののある道、および王の用いる外の入口をアッスリヤのの上にすえ、「<また宮のうちに造られていた安息日用の上にすえ、「<また宮のうちに造られていた安息日用 ヒゼキヤが代って王となった。 Ų また海をその下にある青銅の !眠って、ダビデの町にその先祖たちと共に葬られ、そのホネ。 サムヘモ の上からおろし こっていズは先祖たっていては先祖た 用 エダのまたのとなっため お 石岩 お の  $\sigma$ V

# 第一七章

上って国中を侵し、サマリヤに上ってきて三年の間、これなのほうにはいいでは、然屋につないだ。まそしてアッスリヤの王はなな、ないで、数屋につないだ。まそしてアッスリヤの王はないない。また年々納めていたみつぎを、アッジプトの王ソにつかわし、また年々納めていたみつぎを、アッジプトの王ソにつかわし、また年々納めていたみつぎを、アッジプトの主 は彼に隷属して、みつぎを納めたが、四かれればで、コアッスリヤの王シャルマネセルがた。ヨアッスリヤの王シャルマネセルが がついに自分にそむいたのを知った。それはホセアが使者をエは彼に隷属して、みつぎを納めたが、『アッスリヤの王はホセア を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではずり中で九年の間、イスラエルを治めた。ニ彼は主の目のコダの王アハズの第十二年にエラの子ホセアが王となっユダの王アハズの第十二年にエラの子ホセアが王となっ サ め マリヤを取り、 囲だ 「んだ。 \*ホセアの第九年になって、アッスリ イスラエルの人々をアッスリヤに捕えて が攻め上ったので、 ヤの王はつい の目の前に悪いとなり、サ 王は攻っ 、アッス 、ホセア な を 王が は つ

て、ハラと、ゴザンの川ハボルのほとりと、メデアの町々において、ハラと、ゴザンの川ハボルのほとりと、メデアの町々におい

主はすべての預言者、すべての先見者によってイスラエルとユニはすべての町々に高き所を建て、「○また主が彼らの前からての青木の下に石の柱とアシラ像を立て、「一主が彼らの前から相え移された異邦人がしたように、すべての高き所で香をたき、捕え移された異邦人がしたように、すべての高き所で香をたき、捕え移された異邦人がしたように、すべての高き所で香をたき、ボイの事をしてはならない」と言われたのに偶像に仕えた。「こはすべての町々に高き所を建て、「○またすべての高い丘の上、すべべての町々に高き所を建て、「○またすべての高い丘の上、すべべての町々に高き所を建て、「○またすべての高い丘の上、すべべての町々に高き所を建て、「○またすべての高い丘の上、すべいての事本が使らい 従って歩み、またイスラエルの王たちが定めたならわしに従 せこの て正らぬ事をひそかに行い、見張台から堅固な町に至るまで、すただしか、こと、おいな、みはりだい、けんご、まち、いたて歩んだからである。ヵイスラエルの人々はその神、主にむかって歩ゆ スラエルの人々の前から追い払われた異邦人のならわし しの戒めと定めとを守れ」と仰せられたが、「四彼らは聞きいれ ちによってあなたがたに伝えたすべての律法のとおりに、わたけえりのうネートして ダを戒め、「翻って、あなたがたの悪い道を離れ、 れたその神、主にむかって罪を犯し、他の神々を敬い、<主がイーのみ、しゅ ように、彼らは強情であった。|mそして彼らは主の定めを捨ず、彼らの先祖たちがその神、主を信じないで、強情であった。 ぱん たがたの先祖たちに命じ、またわたしのしもべである預言者たダを戒め、『翻゛って、あなたがたの悪い道を離れ、わたしがあな  $\vdash$ 主が彼らの先祖たちと結ばれた契約を破り、 地から導き上って、エジプトの王パロの手をのがれさせら 事さ が起ったのは、 イスラエルの人々が、自分たちをエジプ また彼らに与え つ に

られた警告を軽んじ、かつむなしい偶像に従ってむなしくなられた警告を軽んじ、かつむなしい偶像に従ってむないようにおり、また周囲の異邦人に従った。これは主が、彼らのようにおいまたの神、主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛のはその神、主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛のはその神、主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛のはその神、主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛のはその神、主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛のはその神、主のすべての戒めを捨て、自分のために二つの子牛のはその神、主のすべての戒めを指し、天の万象を拝み、かつバタルに仕え、「もまたそのむすこ、娘を火に焼いてささげ物とアルに仕え、「もまたそのむすこ、娘を火に焼いてささげ物とアルに仕え、「もまたそのむすこ、娘を火に焼いてささげ物とし、占いおよびまじないをなり、またそのむすこ、娘を火に焼いてささげ物とし、占いおよびまじないをなられた警告をという。

ことによっている。
こはイスラエルをダビデの家から裂き離されたので、イスラエルはネバテの子ヤラベアムを王としたが、ヤラベアムはイステエルはネバテの子ヤラベアムを王としたが、ヤラベアムはイステエルの人々がヤラベアムを王としたが、ヤラベアムはイステエルに、主に従うことをやめさせ、大きな罪を犯させた。三々スラエルの人々がヤラベアムを王としたが、ヤラベアムはイスない続けて、それを離れなかったので、三ついに主はそのしもない続けて、それを離れなかったので、イスラエルをみである預言者たちによって言われたように、イスラエルを多どデの家から裂き離されたので、イスラミはイスラエルをダビデの家から裂き離されたので、イスラニとはイスラエルをダビデの家から裂き離されたので、イスラニとはイスラエルをダビデの家から裂き離されたので、イスラニンは、

なさい 人々の代りにサマリヤの町々におらせたので、 移した祭司のひとりをあそこへ連れて行きなさい。彼をあそこま アッスリヤの王は命じて言った、「あなたがたがあそこから ゆえに、その神は彼らのうちにししを送り、ししは彼らを殺しおらせられたあの国々の民は、その地の神のおきてを知らない へやって住まわせ、その国の神のおきてをその人々に教えさせ スリヤの王に告げて言った、「あなたが移してサマリヤの町々に送り、ししは彼らのうちの数人を殺した。「ネそこで人々はアッチャー た時、主を敬うことをしなかったので、 リヤを領有して、その町々に住んだ。 三破らがそこに住み始め びセパルワイムから人々をつれてきて、 かくてアッスリヤの王はバビロン、 これは彼らが、その地の神のおきてを知らないためです」。 クタ、 主は彼らのうちにししを これをイスラエル アワ、 その人々はサマ マテおよ  $\mathcal{O}$ 

造った高き所の家に安置した。民は皆住んでいる町々でそのよって、たかといるいえまれら、たる、みなすの民はおのおの自分の神々を造って、それをサマリヤびとがたみ 住み、どのように主を敬うべきかを彼らに教えた。これしかしそこへそこでサマリヤから移された祭司のひとりが来てベテルに 造り、ハニーアワの人々はニブハズとタルタクを造り、パペ うにおこなった。woすなわちバビロンの人々はスコテ・ベノテ を造り、クタの人々はネルガルを造り、ハマテの人々はアシマを とはその子を火に焼いて、 セパルワイムの神アデランメレ セパルワイ

> 敬ったが、また彼らが出てきた国々のならわしにしたがって、の人々は高き所の家で勤めをした。|||| このように彼らは主をのとない。 たか といる いまっと 自分たちの神々にも仕えた。三四今日に至るまで彼らは先のなじぶん。 たちのうちから一般の民を立てて高き所の祭司としたので、そ

ならない。主はあなたがたをそのすべての敵の手から救い出さ敬ってはならない。 = 丸 ただあなたがたの神、主を敬わなければる。 げなければならない。 let またあなたがたのために書きしるさ地から導き上った主をのみ敬い、これを拝み、これに犠牲をささ地から導き上った主をのみ敬い、これを拝み、これに犠牲をささた大きな力と伸べた腕とをもって、あなたがたをエジプトのただ大きな力と伸べた腕とをもって、あなたがたをエジプトのようない。 let また彼らに れん、「あなたがたは他の神々を敬ってはならない。 また彼われた、「あなたがたは他の神々を敬ってはならない。 また彼れん 彼らは主を敬わず、また主がイスラエルと名づけられたヤコブらわしにしたがっておこなっている。 らわしにしたがっておこなった。 あなたがたと結んだ契約を忘れてはならない。また他の神々をあるたがたという。 ければならない。他の神々を敬ってはならない。三へわたしが れた定めと、おきてと、律法と、戒めとを、 るであろう」。 四0 しかし彼らは聞きい れず、 慎んで常に守らなっっし かえって先 元のな

四

れ

先祖がおこなったように今日までおこなっている。
せんではれている。
とれている。

#### 第一八章

ヵヒゼキヤ王の第四年すなわちイスラエルの王エラの子ホセア

の第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤが取られたのはヒゼキヤの第六年で、それはイスラエルの人々をアッスリヤに捕えていって、ハラと、ゴザンの川ハボルのほとりと、メデアの町々に置いた。ニニれは彼らがそのルのほとりと、メデアの町々に置いた。ニニれは彼らがそのから、これでであった。これは彼らがそのから、これでであった。これは彼らがそのから、これでであった。サードでは、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルはサマリヤに攻めの第七年に、アッスリヤの王シャルマネセルは、アッスリヤの王がよりがある。

に与えた。 「木 この時ユダの王ヒゼキヤはまた主の神殿の戸おりをた。」木 この時ユダの王ヒゼキヤはまた主の神殿の戸おった。 とき いっぱん とり しょうしゅ しんでん とき ヒゼキヤは主の宮と王の家の倉とによって…… 上ってユダのすべての堅固な町々を取ったので、四ユダの王のほとしてユダのすべての堅固な町々を取ったので、四ユダの王とせれての第十四年にアッスリヤの王セナケリブが攻せ 課せられることはなんでもいたします」。アッスリヤの王は『かかりといるというない。とうぞ引き上げてください。わたし、これでは『ない』とは『ない』とは『ない』とは、『ない』とは、『ない』というできます。 らは ヤ王のもとにつかわした。 ブシャケを、 えた。これアッスリヤの王はまたタルタン、ラブサリスよび柱から自分が着せた金をはぎ取って、アッスリヤ ゼキヤは人をラキシにつかわしてアッスリヤの王に言った、「 三百タラントと参三十タラントをユダの王ヒゼキヤに課した。 工 ルサレムに着くと、 布さらし場に行く大路に沿っていぬの ばらは上ってエルサレムに来た。 \*\*\* での 王は 銀が おたしに ーダの王 および いる Ó ヒ

書記官セブナ、 らが王を呼んだので、ヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、 ろに出てきた。 上刻 が他は の水道のかたわらへ行って、そこに立った。「へそして彼れ およびアサフの子である史官ヨアが彼らのとこ

しなければならない」と言って、その高き所と祭壇とを除いた者人に告げて、「あなたがたはエルサレムで、この祭壇の前に礼拝わたしに言うのであれば、その神はヒゼキヤがユダとエルサレ ろうか。主がわたしにこの地に攻め上ってこれを滅ぼせと言わを滅ぼすために上ってきたのは、主の許しなしにしたことであ アッスリヤの王はこう仰せられる。 を与えよう。 が、それは人がよりかかる時、その人の手を刺し通すであろう。 あなたは今だれにたよって、わたしにそむいたのか。三 今あな 「カラブシャケは彼らに言った、「ヒゼキヤに言いなさい、『大王、 ではないか。 三さあ、 しかしあなたがもし「われわれは、 エジプトの王パロはすべて寄り頼む者にそのようにする。三 か。この口先だけの言葉が戦争をする計略と力だと考えるのか。 もしあなたの方に乗る人があるならば、 あの折れかけている葦のつえ、エジプトを頼みとしている。 どうして撃退することができようか。これわたしがこの所という。 「M あなたはエジプトを頼み、戦車と騎兵を請い求なたの方に乗る人があるならば、わたしは馬二千頭なたの方に乗る人があるならば、わたしは馬二千頭 わたしの主君の家来のうちの最も小さい一隊長で わたしの主君アッスリヤの王とかけをせ われわれの神、主を頼む」と あなたが頼みとする者は何

> 二六 れ たのだ』。

飲みするに至るであろう」。
たのではないか。彼らも、あなたがたと共に自分の糞尿を食いたのではないか。彼らも、あなたがたと共に自分の糞尿を食いしている人々にも、この言葉を告げるためにわたしをつかわししてい の主君は、あなたの主君とあなたにだけでなく、城壁の上に座いでください」。これしかしラブシャケは彼らに言った、「わたしいでください」。これしかしラブシャケは彼らに言った、「わたし 民の聞いているところで、わたしたちにユダヤの言葉で話さなた。 さい。わたしたちは、それがわかるからです。 城壁の上にいる シャケに言った、「どうぞ、アラム語でしもべどもに話してくだ その時ヒルキヤの子エリアキムおよびセブナとヨアはラブ

『あなたがたはわたしと和解して、わたしに降服せよ。そうすれ言葉を聞いてはならない。アッスリヤの王はこう仰せられる、 い。彼はあなたがたをわたしの手から救いだすことはできなこう仰せられる、『あなたがたはヒゼキヤに欺かれてはならな 自分のいちじくの実を食べ、おのおの自分の井戸の水を飲むこじょん。 いちん いちん ひまん いきん なずしのおの はあなたがたはおのおの自分のぶどうの実を食べ、おのおのばあなたがたはおのおの自分のぶどうの実 はアッスリヤ王の手に陥ることはない」と言っても、あなたがた IN そしてラブシャケは立ちあがり、ユダヤの言葉で大声 とができるであろう。 III やがてわたしが来て、 は主を頼みとしてはならない』。= あなたがたはヒゼキヤの い。三〇ヒゼキヤが「主は必ずわれわれを救い出される。 わって言った。「大王、アッスリヤの王の言葉を聞け。 あなたがたを この 五元がある。王が子に呼ばれている。 町ま は

つの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国へ連れて行く。それはあなたがたの国のように穀物とぶつの国のように穀がといる。

て、ラブシャケの言葉を彼に告げた。
びアサフの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来びアサフの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来してヒルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナ、およ「彼に答えてはならない」と言っておいたからである。『せこう』、しかし民は黙して、ひと言も彼に答えなかった。 王が命じて『大 しかし民は黙して、ひと言も彼に答えなかった。 ヹが命じて

#### 第一九章

に宮に入り、三宮内卿エリアキムと書記官セブナおよび祭司の。。それ、は、「くないきょう」とゼキヤ王はこれを聞いて、衣を裂き、荒布を身にまとって主」とゼキヤ王はこれを聞いて、衣を裂き、荒布を身にまとって主

うちの年長者たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザうちの年長者たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザウのもとにつかわした。三彼らはイザヤに言った、「ヒゼキヤはこう申されます、『きょうは悩みと、懲しめと、はずかしめの日です。胎児がまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。四あなたの神、主はラブシャケがその主君アツスリヤのれたかもしれません。そしてあなたの神、主はその聞いた言葉をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるかもしれません。それゆえ、この残っている者をとがめられるでき、「あなたがれたの主君にこう言いなさい、『主はこう神せられる、アツスリヤから、けらい、およりとは一つの霊を彼らのうちに送って、一つのうわさを聞かせ、彼を自分の国へ帰らせて、自分の国でつるぎに倒れさせるであろう』。

アツスリヤの王の手に陥ることはない、と言うあなたの信頼すてからである。ヵこの時アツスリヤの王はエチオピヤの王テルハカらである。ヵこの時アツスリヤの王はエチオピヤの王テルハカらである。ヵこの時アツスリヤの王はエチオピヤの王テルハカらである。ヵこの時アツスリヤの王はエチオピヤの王テルハカらである。カこの時アツスリヤの王はエチオピヤの王テルハカらである。彼が王のラキシを去ったことを聞いたかいるところへ行った。彼が王のラキシを去ったことを聞いたかいるところへ行った。彼が王のラキシを去ったことを聞いたかいるところへ行った。彼が王のラキシを去ったことを聞いたかいるところへ行った。彼が王のラキシを大は引き返して、アツスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アツスリヤの王がリブナを攻めてハラブシャケは引き返して、アツスリヤの王がリブナを攻めて

さい。セナケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉を主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてごらんくだが神でいらせられます。あなたは天と地を含られました。ドドが神でいらせられます。 ました。それらは神ではなく、人の手の作ったもので、木や石だもろの民とその国々を滅ぼし、「^ またその神々を火に投げ入れ スラエルの神、主よ、地のすべての国のうちで、ただあなただけ ンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救ったか。ここではない。 になるでしょう」。こっその時アモツの子イザヤは人をつかわし れわれを彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々ないわれを徐って、また、だ ヤは主の前に祈って言った、「ケルビムの上に座しておられるイ 宮にのぼっていって、主の前にそれをひろげ、inそしてヒゼキ常 IM ヒゼキヤは使者の手から手紙を受け取ってそれを読み、主のてがみ、 の父たちはゴザン、ハラン、レゼフ、およびテラサルにいたエデ てヒゼキヤに言った、「イスラエルの神、 から滅ぼされたのです。「ヵわれわれの神、タタ お聞きください。「モ主よ、まことにアッスリヤの王たちはもろ よびイワの王はどこにいるのか』」。 ハマテの王、アルパデの王、セパルワイムの町の王、ヘナの王おります。 どうしてあなたが救われることができようか。三わたし 主であるあなただけが神でいらせられることを知るよう 主はこう仰せられる。 主よ、どうぞ、今わ

ことは聞いた』。三 主が彼について語られた言葉はこうであ『アッスリヤの王セナケリブについてあなたがわたしに祈った』。

る、

昔わたしがこれを定めたことを。 ニュー あなたは聞かなかったか、 エュー がりした」。 画 わたしは井戸を掘 いと

って外国の水を飲んだ。

わたしは足の裏で、

る者がエルサレムから出てき、のがれた者がシオンの山から出る者がエルサレムから出てき、のがれた者がシオンの山から出れるたものを食べ、三年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑をはえたものを食べ、三年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑をはえたものを食べ、三年目にはまたその落ち穂から落ち穂からはえたものを食べ、二年目にはまたその落ち穂から ニホ 『あなたに与えるしるしはこれである。 すなわち、ことしは 三 それゆえ、主はアッスリヤの王について、こう仰せられる、 て来るであろう。主の熱心がこれをされるであろう』。 彼はこの町にこない、またここに矢を放たない、盾をもってそ常 育たないで枯れる屋根の草のようになった。 野の草のように、青菜のようになり、 これそのうちに住む民は力弱くおののすなる。ちゃらよわ 今これをおこなうのだ。 あなたをもときた道へ引きもどすであろう』。 あなたの口にくつわをはめて、 わたしはあなたの鼻に輪をつけ、 あなたの高慢がわたしの耳にはいったため IN あなたがわたしにむかって怒り叫んだことと、 わたしにむかって怒り叫んだことをも知っている。 これわたしはあなたのすわること、出入りすること、 いにしえの日からわたしが計画して 堅固な町々をあなたが荒塚とすることも、 É, 恥をいだいて、

## 第二〇章

ゼキヤは彼らを喜び迎えて、宝物の蔵、金銀、香料、貴重な油これはヒゼキヤが病んでいることを聞いたからである。ニモンは、手紙と贈り物を持たせて使節をヒゼキヤにつかわした。ここそのころ、バラダンの子であるバビロンの王メロダクバラダニそのころ、バラダンの子であるバビロンの王メロダクバラダ

せられた。

眠って、その子マナセが代って王となった。
はないか。ニーヒゼキヤはその先祖たちと共にるされているではないか。ニーヒゼキヤはその先祖たちと共に水道を作って、町に水を引いた事は、ユダの王の歴きだり。ともで、 また なず ひょうと ひまつ たきだい しょういき っく かん ちょすいち としこ ヒゼキヤのその他の事績とその武勇および、彼が貯水池とこ ヒゼキャのその他の事績とその武勇および、彼が貯水池と

わした高き所を建て直し、またイスラエルの王アハブがしたよならって、主の目の前に悪をおこなった。〓彼は父ヒゼキヤがこルの人々の前から追い払われた国々の民の憎むべきおこないに 治めた。 こマナセは十二歳で王となり、 ダビデとその子ソロモンに言われ 2命じたすべての事、らよずっこ~)がサレムとに、わたしの名を永遠に置く。ルサレムとに、わたしの名を永遠に置く。 と先祖たちに与えた地から、重ねて迷い出させないであろう」。
せんぞ かん まま まま だての律法を守り行うならば、イスラエルの足を、わたしが彼ら じたすべての事、 か わたしがイスラエルのすべ 彼らは聞き 母の名はヘフジバといった。ニマナセは主が これは主が「わたしの名をエルサレムに置こう」 きい れなかっ およびわたしのしもベモー 五. た。 十五 ての部族のうちから選んだエ たことがある、「わたしはこの マナセが人々をいざなっ 年ねん  $\dot{O}$ 間が ハもし、 エ ールサレ ーセが命じたす 、彼らがわたし 、わたしが彼らーセが命じたす かってたの イスラエ ム で 世ょ  $\sigma$ を

> 国々の民よりもはなはだしかったととは、主がイスに悪を行ったことは、主がイスに スラエルの 人々のな に滅ぼされ

<u></u>

鳴るであろう。これを聞く者は、その耳がこっょゞをくだそうとしている。これを聞く者は、その耳がこっょゞをくだそうとしている。これを聞く者は、その耳がこっょゞない。これにこう仰せられる、鼻よ、わたしはエルサレムとユダに災なる。 怒らせたためである」。 「四わたしは、わたしの嗣業の民の残りを捨て、彼らかった。」をは、ない。 今日に至るまで、彼らがわたしの目の前に悪を行って、からに渡す。彼らはもろもろの敵のえじきとなり、略奪 した。 ないがった。 この わたしは、わたしの嗣業の民の残りを捨て、彼らない。 ぬぐい、 こ「ユダの王マナセがこれらの憎むべき事を行 ハブの あったアモリびとの行ったすべての事よりも悪い事を行い、彼ら、「ユダの王マナセがこれらの憎むべき事を行い、彼 そこで主はそのしもべである預言者たちによって 、これをぬぐって伏せるように、エルサレムな家に用いた下げ振りをエルサレムにほどこし、 わたしの嗣業の民の残りを捨て、 エルサレムをぬぐい去 を出た日から 略奪にあうで 彼らを敵のでき こ言われた、 人が重な 彼 の 先 に わたしを を

果から、かの果こ…ぶるその罪のほかに、罪なき者の血を多くとなった。まないのはないで、罪なき者の血を多くとなった。まないのでは、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、 マナセはまた主の目の前に悪を行って、 流が して、 ユ エル ダに罪を犯させ サレムのこ  $\mathcal{O}$ た

その -七 な 1 いか。「<マナセは先祖たちと共に眠って、その家の園すなわの犯した罪は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではられてのその他の事績と、彼がおこなったすべての事およびマナセのその他の事績と、彼がおこなったすべての事および

#### 第二二章

も左にも曲らなかった。
も左にも曲らなかった。
いたり まが カー こと まごな せんぞ みち まか みぎ かん。 母はボヅカテのアダヤの娘で、名をエデダといった。ニヨめた。 母はボヅカテのアダヤの娘で、名をエデダといった。ニヨーヨシヤは八歳で王となり、エルサレムで三十一年の間、世を治ニョシヤは八歳で王となり、エルサレムで三十一年の間、世を治ニョシヤは八歳で王となり、エルサレムで三十一年の間、世を治ニョシャは八歳でます。

る書記官シャパンを主の宮につかわして言った、四「大祭司ヒル」はまきかん ロース まっぱきかん ロース ヨシヤ王の第十八年に王はメシュラムの子アザリヤの子であった。 だい はん よう

らです」。に、主はわれわれにむかって、大いなる怒りを発しておられるか

彼らがホルダに告げたので、「ヨホルダは彼らに言った、「イスラ者であった。その時ホルダはエルサレムの下町に住んでいた。シャルムはハルハスの子であるテクワの子で、衣装べやを守るシャルムはハルハスの子であるテク たゆえ、 がわたしを捨てて他の神々に香をたき、自分たちの手で作ったをこの所と、ここに住んでいる民に下そうとしている。」も彼らな、よりな は言わ ル・カートでは、わたしがこの所と、ここに住んでいる民にむかって、こなたは、わたしがこの所と、ここに住んでいる民にむかって、こ がたをつかわしたユダの王にはこう言いなさい、『あなたが聞いることがないであろう』。「^ただし主に尋ねるために、あなた はユダの王が読んだあの書物のすべての言葉にしたがって、災にはユダのまがよった。 わした人に言いなさい。「<主はこう言われます、見よ、わたしエルの神、主はこう仰せられます、『あなたがたをわたしにつか 心に悔い、 れは荒れ地となり、のろいとなるであろうと言うのを聞いた時、 た言葉についてイスラエルの神、 ることがないであろう』。「^ただし主に尋ねるために、 え、 もろもろの物をもって、 アサヤはシャルムの妻である女預言者ホルダのもとへ行った。 四そこで祭司 わたしはこの所にむかって怒りの火を発する。これは消えもろの物をもって、わたしを怒らせたからである。それゆ れる。 わたしもまたあなたの言うことを聞いたのであると主 主の前にへりくだり、衣を裂いてわたしの前に泣いい。 まえ は 10 それゆえ、 ビル パキヤ、 アヒカム、アクボル、 見きよ、 主はこう仰せられます、「れあ わたしはあなたを先祖たちの シャパンおよび

# 第二三章

町の門にはいる人の左にあった。π 高き所の祭司たちはエルサー まっぱい ひょうどう たっこれらの高き所は町のつかさヨシュアの門の入口にあり、たっこれらのなか という まっ **侍従ナタンメレクのへやのかたわらに移し、太陽の車を火で焼います。 たいよう くるま ゆ やとたちが太陽にささげて主の宮の門に置いた馬を、境内にあるぎ** むすこ娘を火に焼いて、モレクにささげ物とすることのないようちにあって種入れぬパンを食べた。ここまはまた、だれもその ら祭司をことごとく召しよせ、また祭司が香をたいたゲバから ベエルシバまでの高き所を汚し、また門にある高き所をこわし 像のために 宮にあった神殿男娼の家をこわした。そこは女たちがアシラキャー・ を打ち砕いて粉とし、その粉を民の墓に投げすてた。セまた主の ■ また王はイスラエルの王ソロモンが昔シドンびとの憎むべき まっ て、それを打ち砕き、砕けたものをキデロン川に投げすてた。こ うに、ベンヒンノムの谷にあるトペテを汚した。こ またユダの 外のキデロン川に持って行って、キデロン川でそれを焼き、それ た祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に造った祭壇とをこわ いた。こまた王はユダの王たちがアハズの高殿の屋上に造っいた。これを正はユダの王たちがアハズの高殿の屋上に造っていた。これでは、 レムで主の祭壇にのぼることをしなかったが、 築いた高き所を汚した。 彼はまた主の宮からアシラ像を取り出し、エルサレジ L掛け幕を織る所であった。^ 彼はまたユダの町々か まく お とごろ 四四 またもろもろの石柱を打にエルサレムの東、滅亡の その兄弟たちの 4 か  $\mathcal{O}$ 

「あそこに見える石碑は何か」と尋ねた。町の人々が彼に「あれ呼ばわり告げたが、そのとおりになった。」もその時ヨシヤは焼いて、それを汚した。 昔、神の人が主の言葉としてこの事を焼いて、それを汚した。 昔、神の人が主の言葉としてこの事をしたっかわしてその墓から骨を取らせ、それをその祭壇の上でいた。」 <そしてヨシヤは身をめぐらして山に墓のあるのを見、いた。」 ない」。それでその骨と、サマリヤからきた預言者の骨には手をた、「そのままにして置きなさい。だれもその骨を移してはなら こにあった高き所の祭司たちを皆祭壇の上で殺し、人の骨をがすべてベテルに行ったようにこれに行った。この彼はまた、そがすべてベテルに行ったようにこれに行った。この彼はまた、そ と、「そうとこと、これであると、「そうな」と言ったので、「A彼は言っからきて預言した神の人の墓です」と言ったので、「A彼は言った、「そうな」となった。「そうな」というというという。 とを彼はこわし、その石を打ち砕いて粉とし、かつアシラ像を焼きの子ヤラベアムが造った高き所、すなわちその祭壇と高き所 書にしるされているように、あなたがたの神、主に過越の祭を執いませることであるように、あなたがたしまできましょうできます。 そして王はすべての民に命じて、「あなたがたはこの契約の 三そして王はすべての民に命じて、 祭壇の上で焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。 つけなかった。」れまたイスラエルの王たちがサマリヤの町々 <u>—</u> 砕が はあなたがベテルの祭壇に対して行われたこれらの事を、 き、アシラ像を切り倒し、人の骨をもってその所を満たした。 また、ベテルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させたネバ 「あなたがたはこの契約」

り行いなさい」と言った。三さばきづかさがイスラエルをさば

またイスラエルの王たちとユダの

王たち

た日からこのかた、

□ ヨシヤはまた祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物にしる □ ヨシヤはまた祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物にしる □ コシヤはまた祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物にしる □ コシヤはまた祭司ヒルキヤが主の宮で見つけた書物にしる □ コシャはまた祭司ヒルキャが主の宮で見つけた書物にしる □ コシャはまた祭司ヒルキャが主の宮で見つけた書物にしる □ コシャはまた祭司ヒルキャが主の宮で見つけた書物にしる □ コシャはまた祭司ヒルキャが主の宮で見つけた書物にしる □ コシャはまた祭司ヒルキャが主の宮で見つけた書物にしる

> のからその課税にしたがって金銀をきびしく取り立てて、それパロの命に従って金を送るために国に税を課し、国の民おのおパロのです。 の目の前に悪を行ったが、三二パロ・ネコは彼をハマテの地のといった。三二エホアハズは先祖たちがすべて行ったようによった。 三 工 をパロ・ネコに送った。 で死んだ。三五工ホヤキムは金銀をパロに送った。 シャに代って王とならせ、名をエホヤキムと改め、エホアハズをかったかった。 に課した。 10 そしてパロ・ネコはヨシヤの子エリアキムを父ヨ いようにした。また銀百タラントと金一タラントのみつぎを国 ブラにつないで置いて、エルサレムで世を治めることができな エホアハズを立て、彼に油を注ぎ、王として父に代らせた。 ち ま かり ま ま かり ま ま かり かり かり かり かり かり ない ない はい はい ほうし ない はい はい ほうし ない はい ほうし かり はい ほうし とい ため はい ほうし とい ため はい ほうし とい ため エジプトへ引いて行った。エホアハズはエジプトへ行ってそこ の間、世を治めた。 一ホアハズは王となった時二十三歳で、 いアハズは先祖たちがすべて行ったように主。 母はリブナのエレミヤの娘で、名をハムタル ### エルサレムで三か月 しかし彼は あり

# 第二四章

くためであった。すなわちマナセがすべておこなったその罪のとためであった。すなわちマナセがすべておこなったその罪のしてエホヤキムを攻められた。すなわちユダを攻め、これを減らしてエホヤキムを攻められた。すなわちユダを攻め、これを減いである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって知られた言葉のとおりである。三これは全く主のたちによって語られた言葉のとおりである。三これを減いる。 略奪隊、モアブびとの略奪隊、アンモンびとの格奪家とつゝっつりからないた。三主はカルデヤびとの略奪隊、スリヤびとのかれてそむいた。三主はカルデヤびとの略奪隊、スリヤびとのので、エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついに翻ってので、エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついに翻って ヘエホヤキンは主となった時十八歳で、エルサレムで三か月のける エホヤキムは先祖たちとともに眠り、その子エホヤキンが代っの事は、ユダの王の歴代志の書にしるされているではないか。ト かった。
エホヤキムのその他の事績と、彼がおこなったすべ ため、『また彼が罪なき人の血を流し、罪なき人の血をエルサレ シタといっ て王となった。セエジプトの王は再びその国から出てこなかった。 ムに満たしたためであって、主はその罪をゆるそうとはされな エ 世を治めた。 バビロンの王がエジプトの川からユフラテ川まで、 ホ エホヤキムは彼に隷属して三年を経たが、ついヤキムの世にバビロンの王ネブカデネザル 王に属するものを取ったからである。 九 母はエルサレムのエルナタンの娘で、名をネホはは、 エ ホヤキンはすべてその父がおこなったよう が 上® ってきた すべて て

て行き、 造って主の神殿に置いたもろもろの金の器を切りこわした。主きている。 こことごとく持ち出し、イスラエルの王ソロモンが家の宝物をことごとく持ち出し、イスラエルの王ソロモンが年であった。 こ 彼はまた主の宮のもろもろの宝物および王のンの王は彼を捕虜とした。これはネブカデネザルの治世の第八ンの王は彼を捕虜とした。これはネブカデネザルの治世の第八 者のみであった。「wさらに彼はエホヤキンをバビロンに捕えた」を飲め一万人を捕えて行った。残った者は国の民の貧しい市民、およびすべてのつかさとすべての勇士、ならびにすべてのが言われたとおりである。「罒彼はまたエルサレムのすべてのが言われたとおりである。「罒彼はまたエルサレムのすべてのが言われたとおりである。」 びに バビロンの王はすべて勇敢な者七千人、木工と鍛冶一千人ならな人々をも、エルサレムからバビロンへ捕えて行った。「木また 王としてエホヤキンに代え、名をゼデキヤと改めた。 こせそしてバビロンの王はエホヤキンの父の兄弟マッタニヤを よび侍従たちと共に出て、バビロンの王に降服したので、バビ 三ユダの王エホヤキンはその母、その家来、そのつかさたち、 に主ゅ いたとき、バビロンの王ネブカデネザルもまた町に攻めてきた。 レムに攻め上って、町を囲んだ。こ その家来たちが町を囲んでしょ のぼ しょうかい そのころ、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちはエルサ の 目め また王の母、王の妻たち、 0) 悪を行った。 および侍従と国のうちのおも

世を治めた。

母はリブナの

エレミヤの娘で、

ムタルと 一年の間、

エルサレムで十一

「ハゼデキヤは二十一歳で王となり、

事を主じいののの起た目のた。 ら払いすてら 目のた つった 0) 前ま 0) に悪を行った。この ゼデ れた。 は主の怒りによるので、 キヤはすべ てエホヤキム エルサレムとユダにこのような 主はついに彼らをみ前か が おこなっ たように

さてゼデキヤはバビロンの玉にそむいた。

#### 五

ルデヤびとの軍勢は王を追い、エリコの平地で彼に追いついた。ルデヤびとの軍勢は王を追い、エリコの平地で彼に追いついた。とが町を囲んでいる間に、アラバの方へ落ち延びた。五しかしカ城 壁のあいだの門の道から夜のうちに逃げ出して、カルデヤびじょうくき 王はすべての兵士とともに、王の園のかたわらにある二つのます へいし へいし 地の民に食 物がなくなった。四町の一角がついに破れたので、5 たみ しょくもつ て、町のうちにききんが激しくなり、その三その四月九日になって、町のうちにききんが激しくなり、その 三その四月九日になって、町のうちにききんが激しくなり、そのこうして町は囲まれて、ゼデキヤ王の第十一年にまで及んだが、 ネブカデネザルはもろもろの軍勢を率い、エルサレムにきて、こっそこでゼデキヤの治世の第九年の十月十日に、バビロンの王の 7 れにむかって陣を張り、 ゼデキヤの目をえぐり、 定定め、セ ゼデキヤの子たちをゼデキヤの 周囲にとりでを築いてこれを攻めた。ニ 町のうちにききんが激しくなり、\*\*\* ・ヤの子たちをゼデキヤの目の前で殺・るバビロンの王のもとへ引いていって。 足かせをかけてバビロンへ連 六 カルデヤびとは れ T

つ

八

ここただし侍衛の長はその地の貧しい者を残して、ぶどうを作る民およびバビロン王に降服した者と残りの群衆を捕え移した。また、とはないだり、ここをして侍衛の長 ネブザラダンは、町に残されたを破壊した。こ そして侍衛の長 ネブザラダンは、町に残されたを破壊した。こ そして侍衛の長 ネブザラダンは、町に残されたを破壊した。こ そして侍衛の長 ネブザラダンは、町に残されたないたカルデヤびとのすべての軍勢はエルサレムの周囲の城 壁いたカルデヤびとのすべての軍勢はエルサレムの周囲の城 壁 をもってすべての大きな家を焼いた。10また侍衛の長と共の宮と王の家とエルサレムのすべての家を焼いた。すなわち、ひとの臣、侍衛の長、ネブザラダンがエルサレムにきて、カンロンの王のは、しえい きょう 者とし、農夫とした。 バビロンの王ネブカデネザルの第十九年の五 ルサレムの周囲の城壁 ○ また侍衛の長と共に ○ またけん しょうへき しゅうい しょうへき しょうへき 一月七次 バ

と、 と、青銅の海を砕いて、その青銅をバビロンはいと、する。くだ。 せいどう うみ くだ せいどう おいだれびとはまた主の宮の青銅の柱と、 の台など、これらのもろもろの器の青銅の重さは量ることができます。 まき できょう かき しょう かき しょう かき しょう かき せんき ソロモンが主の宮のために造った二つの柱と、一つの海と洗げ ぼと、 十能と、心切りばさみと、香を盛る皿 柱頭の高さは三キュビトで、 みな青銅であった。 十八キュビトで、 「ンに運 が と は を 取り去った。 に は を 取り去った。 主の宮の洗盤 他た の り 、柱頭の周囲にトで、その上に どび、一回 柱もその 1 またつ 0) で

八 衛の長は祭司 長セラヤと次席 0) 祭司ゼパニヤと三人 0 門も 共にミヅパにいたユダヤ人と、カルデヤびとを殺した。ニト、そのメール

大小の民および軍勢の長たちは、みな立ってエジプトへ

だいじょう たま

を町から捕え去った。この侍衛の長ネブザラダンは彼らを捕え募った軍勢の長の書記官と、町で見つかったその地の民六十人のにはべる者のうち、町で見つかった者五人と、その地の民をの前にはべる者のうち、町で見つかった者五人と、その地の長をいます。 人々は、バビロンの王がゲダリヤを総督としたことを聞 ようにしてユダはその地から捕え移された。バビロンの王はハマテの地のリブラで彼らを撃ち殺した。このバビロンのます。 を立てて総督とした。三時に軍勢の長たちおよびその部下のた。ためであるというという。これによっている。これでは、ちょうには、これのである。これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、 月になって、王の血統のエリシャマの子であるネタニヤの子イが。 そうすればあなたがたは幸福を得るでしょう」。 🖬 ところが七 マエル、カレヤの子ヨハナン、ネトパびとタンホメテの子セラ ヅパにいるゲダリヤのもとにきた。すなわちネタニヤの子イシ 三 さてバビロンの王ネブカデネザルはユダの地に残してとど て、 てはならない。この地に住んで、バビロンの王に仕えなさい。 言った、「あなたがたはカルデヤびとのしもべとなることを恐れ まらせた民の上に、シャパンの子アヒカムの子であるゲダリ を守る者を捕え、「ヵまた兵士をつかさどるひとりの役人 リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行ったので、三 マアカびとの子ヤザニヤおよびその部下の人々がゲダリヤ 人の者と共にきて、ゲダリヤを撃ち殺し、また彼とに、ものとも いて、ミ と ŕ

> 間、常に王の前で食事した。三○彼は一生の間、たえず日々の分きにつね。ます。まえしょくじた。三のないだ。これこうしてエホヤキンはその獄屋の衣を脱ぎ、一生のくした。三れこうしてエホヤキンはその獄屋の衣を脱ぎ、一生のを慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちの位よりも高を慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちのでよい。 を慰め、その位を彼と共にバビロンにいる王たちの位よりも高い、こはユダの王エホヤキンを獄屋から出して「私んごろに彼れた、王はユダの王エホヤキンを獄屋から出して「私んごろに彼れた」、すなわちバビロンの王エビルメロダクの治世の第一年十七に を王から賜わって、その食物とした。 つた。 七日、すなわちバビロンの王エビルメロダクの治世の第・ユダの王エホヤキンが捕え移されて後三十七年の十二 彼らはカルデヤびとを恐れたからであ たえず日々の 十二月二

二七 行い シラはエベルを生んだ。「ヵエベルにふたりの子が生

# 歴代志 上れきだいしじょう

#### 第一章

の権力ある者となった。 「アダム、セツ、エノス、ニケナン、マハラレル、ヤレド、ミエノ ・アダム、セツ、エジプト、プテ、カナン。πクシの子らはシバスハムの子らはイリシャ、タルシシ、キッテム、ロダニム。 ・ヤワンの子らはエリシャ、タルシシ、キッテム、ロダニム。 ・セア、アラス。★ゴメルの子らはアシケナズ、デパテ、トバル、メ ・ログ、アラス。★ゴメルの子らはアシケナズ、デパテ、トバル、メ ・ログ、ストセラ、ラメク、四ノア、セム、ハム、ヤペテ。

ム、ウズ、ホル、ゲテル、メセクである。「∧アルパクサデはシェセムの子らはエラム、アシュル、アルパクサデ、ルデ、アラと、「≒アルワデびと、ゼマリびと、ハマテびとを生んだ。」カナンは長子シドンとへテを生んだ。「□ またエブスびと、ルびとからペリシテびとが出た。」□ またエブスびと、カフトルびとからペリシテびとが出た。「□ ポジプトはルデびと、アナムびと、レハブびと、ナフトびと、コエジプトはルデびと、アナムびと、レハブびと、ナフトびと、

子孫は次のとおりである。イシマエルの長子はネバヨテ、 三四セム、アルパクサデ、シラ、ニュエベル、ペレグ、リウ、ニャセ ルダア。これらはみなケトラの子孫である。 である。 イシバク、シュワを産んだ。ヨクシャンの子らはシバとデダン おりである。彼女はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、 ダデ、テマ、三 エトル、ネフシ、ケデマ。これらはイシマエル ケダル、アデビエル、ミブサム、≡○ミシマ、ドマ、 こ、アブラハムの子らはイサクとイシマエルである。これ彼らの ルグ、ナホル、テラ、ミアブラムすなわちアブラハムである。 ラ、ヨバブを生んだ。これらはみなヨクタンの子である。 ザル、デクラ、<br />
三 エバル、アビマエル、シバ、<br />
三 オフル、 アルモダデ、シャレフ、ハザル・マウテ、 らである——その弟の名はヨクタンといった。 IO ヨクタンは れた。ひとりの名はペレグ――彼の代に地の民が散り分れたかれた。 の子孫である。== アブラハムのそばめケトラの子孫は次のと ゚ www ミデアンの子らはエパ、エペル、ヘノク、アビダ、エ エラ、三ハドラム、 マッサ、 次言 ハビ ウ

ラ、シャンマ、ミッザ。
ム、ケナズ、テムナ、アマレク。ミュリウエルの子らはナハテ、ゼム、ケナズ、テムナ、アマレク。ミュリルズ、オマル、ゼピ、ガタスラエル。ミュエサウの子らはエリパズ、リウエル、エウシ、ヤスラエルの子のはイサクを生んだ。イサクの子らはエサウとイミ□アブラハムはイサクを生んだ。イサクの子らはエサウとイ

≡< セイルの子らはロタン、ショバル、ヂベオン、アナ、デショ

シャンの子らはウズとアラン。 シャンの子らはウズとアラン。 デはデション。デションの子らはバムラン、エシバン、イテランがル、シピ、オナム。デベオンの子らはアヤとアナ。四二アナのバル、シピ、オナム。デベオンの子らはアルヤン、マナハテ、エンの妹はテムナ。四0ショバルの子らはホリとホマム。ロタン、エゼル、デシャン。 1元 ロタンの子らはホリとホマム。ロタン、エゼル、デシャン。 1元 ロタンの子らはホリとホマム。ロタ

マ侯、エラ侯、ピノン侯、禹三ケナズ侯、テマン侯、ミブザル侯、エドムの族長は、テムナ侯、アルヤ侯、エテテ侯、禹三アホリバディン族

ME マグデエル侯、イラム侯。これらはエドムの族長である。

#### 第二章

彼を殺された。四ユダの嫁タマルはユダによってペレヅとゼラ彼を殺された。四ユダの嫁タマルはユダによってペレヅとゼラがれた。この三人はカナンの女バテシュアがユダによって産んある。この三人はカナンの女バテシュアがユダによって産ん ○ラムはアミナダブを生み、アミナダブはユダの子孫のつかさ **πペレヅの子らはヘヅロンとハムル。☆ゼラの子らはジムリ、エ** だ。これッサイは長子エリアブ、次にアビナダブ、第三にシメ ズを生み、三 ボアズはオベデを生み、オベデはエッサイを生ん ナションを生んだ。ニナションはサルマを生み、 ヵヘヅロンに生れた子らはエラメル、ラム、ケルバイである。 ルを悩ました者である。<エタンの子はアザリヤである。 ミの子はアカル。アカルは奉納物について罪を犯し、 タン、ヘマン、カルコル、ダラで、合わせて五人である。 を産んだ。ユダの子らは合わせて五人である。 ナフタリ、ガド、アセル。ミユダの子らはエル、オナン、シラで ビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ニダン、ヨセフ、ベニヤミン、 - イスラエルの子らは次のとおりである。ルベン、シメオン、レ ア、「四第四にネタンエル、第五にラダイ、」軍第六にオゼム、 七にダビデを生んだ。トペ彼らの姉妹はゼルヤとアビガイル サルマはボア イスラエ 。セカル

である。 マエルびとエテルである。 ゼルヤの産んだ子はアビシャイ、ヨアブ、アサヘルの三人 I+ アビガイルはアマサを産んだ。アマサの父はイシ

ウリはベザレルを生んだ。 フラタはカレブによってホルを産んだ。このホルはウリを生み、 て子をもうけた。その子らはエシル、ショバブ、アルドンであ - ^ ヘヅロンの子カレブはその妻アズバおよびエリオテによっ - ヵ カレブはアズバが死んだのでエフラタをめとった。 エ

イ

父へヅロンの妻エフラタの所にはいった。彼女は彼にテコアの父マキルの子孫であった。三四へヅロンが死んだのち、カレブは対里など合わせて六十の町を取った。これらはみなギレアデのシュルとアラムは彼らからハボテ・ヤイルおよびケナテとそのシュルとアラムは彼らからハボテ・ヤイルおよびケナテとその 三 そののちヘヅロンはギレアデの父マキルの娘の所にはいっ イルはギレアデの地に二十三の町をもっていた。ニ゠しかしゲ ンによってセグブを産んだ。三セグブはヤイルを生んだ。 父アシュルを産んだ。 彼が彼女をめとったときは六十歳であった。彼女はヘヅロない。かのじょ ヤ

の長子ラムの子らはマアツ、ヤミン、エケルである。ニヘ オナムていた。名をアタラといって、オナムの母である。ニセ エラメル 子らはシャンマイとヤダである。 オゼム、アヒヤである。 名をアタラといって、オナムの母である。こもエラメル ニュエラメルはまたほかの妻をもっ シャンマイの子らはナダブ

ベ

娘を奴隷ヤルハに与えてその妻とさせた。彼女はヤルハによっますのとれい アザリヤはヘレヅを生み、ヘレヅはエレアサを生み、goエレ 生み、ミスオベデはエヒウを生み、エヒウはアザリヤを生み、ミュ ハと呼ぶエジプトびとの奴隷をもっていたので、三日セシャンは シャンには男の子はなく、ただ女の子のみであったが、彼はヤル はエカミヤを生み、エカミヤはエリシャマを生んだ。 サはシスマイを生み、シスマイはシャルムを生み、四 シャル バデを生み、ハーヒ ザバデはエフラルを生み、エフラルはオベデを てアッタイを産んだ。

「アッタイはナタンを生み、ナタンはザ ペレテとザザである。 である。エテルは子をもたずに死んだ。三三ヨナタンの子らは である。ミニシャンマイの兄弟ヤダの子らはエテルとヨナタン アッパイムである。セレデは子をもたずに死んだ。三アッパ いって、アバンとモリデを産んだ。こっナダブの子らはセレデと とアビシュルである。ニュアビシュルの妻の名はアビハイルと ムの子はイシ、イシの子はセシャン、セシャンの子はアヘライ 以上はエラメルの子孫である。三四 ア

シャンマイを生んだ。四シャンマイの子はマオン。 ンの子らはコラ、タップア、レケム、シマである。四のシマは いってジフの父である。 四二 エラメルの兄 弟であるカレブの子らは長子をマレシャと ムを生んだ。ラハムはヨルカムの父である。またレケムは テヅルの父である。
四、カレブのそばめエパはハラン、モザ、 マレシャの子はヘブロン。四三ヘブロ マオンは

がでいる。 がである。 がである。 がでのではめマアカはシベルとテルハナを産み、 のでする。 がでのそばめマアカはシベルとテルハナを産み、 のでする。 はレゲム、ヨタム、ゲシャン、ペレテ、エパ、シャフである。 のでする。 がでが、 がである。 のでする。 がでする。 のでする。 のででする。 のででする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。 のでする。

であってレカブの家の先祖ハマテから出た者である。 エフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、まエフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、エフラタの長子ホルの子が出た。エロサルマの子らはベツレヘム、ガテがと、シュマびと、ミシラびとであって、これらからザレアびとがよびエシタオルびとが出た。エロサルマの子らはベツレヘム、およびエシタオルびとが出た。エロサルマの子らはベツレヘム、およびエシタオルびとが出た。エロサルマの子らはベツレへム、およびエシタオルびとが出た。エロサルマの子らはベツレへム、カテびと、シメアテびと、スカテびとである。これらはケニびとフテびと、シメアテびと、スカテびとである。これらはケニびとであってレカブの家の先祖ハマテから出た者である。 エフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、エエフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、エエフラタの長子ホルの子らはキリアテ・ヤリムの父ショバル、エ

### 第三章

カルメルびとアビガイルから生れ、二第三はアブサロムでゲアムノンでエズレルびとアヒノアムから生れ、次はダニエルで「ヘブロンで生れたダビデの子らは次のとおりである。長子は「ペブロンで生れたダビデの子

子はヨタム、三その子はアハズ、その子はヒゼキヤ、その子はの子はヨアシ、三その子はアマジヤ、その子はアザリヤ、その子はアザリヤ、その子はアザリヤ、その ショバブ、ナタン、ソロモン。この四人はアンミエルの娘バテ サレムで生れたものは次のとおりである。すなわちシメア、 シャマ、ネダビヤである。」カペダヤの子らはゼルバベルとシメ シャルテル、「ハマルキラム、ペダヤ、セナザル、エカミア、ホ はゼデキヤである。」も捕虜となったエコニヤの子らはその子 ルムである。「<エホヤキムの子孫はその子はエコニア、その子 は長子ヨハナン、次はエホヤキム、第三はゼデキヤ、第四はシャ マナセ、「四その子はアモン、その子はヨシヤ、「ヵヨシヤの子ら その子はヨシャパテ、ニその子はヨラム、その子はアハジヤ、そ ○ソロモンの子はレハベアム、その子はアビヤ、その子はアサ、 もの産んだ子らがあり、タマルは彼らの姉妹であった。 九人、ヵこれらはみなダビデの子である。このほかに、そばめど シュアから生れた。「またイブハル、エリシャマ、エリペレテ、セ 月、エルサレムで王となっていたのは三十三年であった。ぁエルザっ ンで彼に生れた。ダビデがそこで王となっていたのは七年六かかれ、うま はイテレアムで、彼の妻エグラから生れた。四この六人はヘブロ シュルの王タルマイの娘マアカの産んだ子、第四はアドニヤで イである。ゼルバベルの子らはメシュラムとハナニヤ。 ノガ、ネペグ、ヤピア、< エリシャマ、エリアダ、エリペレテの ハギテの産んだ子、三第五はシパテヤでアビタルから生れ、第六 シロミ

工

アシブ、ペラヤ、アックブ、ヨハナン、デラヤ、アナニの七人で 六人である。ここネアリヤの子らはエリオエナイ、ヒゼキヤ、 ラテヤとエシャヤ、その子レパヤ、その子アルナン、その子オバ ズリカムの三人である。三四エリオエナイの子らはホダヤ、 マヤの子らはハットシ、イガル、バリア、ネアリヤ、シャパテの その子シカニヤである。三シカニヤの子らはシマヤ。 らの姉妹である。 IO またハシュバ、オヘル、ベレキヤ、 ユサブ・ヘセデの五人がある。 ニ ハナニヤの子らはペ エリ ア シ ハ

### 第四

の子らはエズレル、イシマおよびイデバシ、彼らの姉妹の名はハラハデを生んだ。これらはザレアびとの一族である。三エタム ニおよびアハシタリを産んだ。これらはナアラの子である。セ ゼレルポニである。 ルである。 ユダの ラの子らはゼレテ、エゾアル、エテナンである。ハコヅはアヌ :あった。☆ナアラはアシュルによってアホザム、ヘペル、テメ ニショバルの子レアヤはヤハテを生み、ヤハテはアホマイと 子らはペレヅ、ヘヅロン、 。これらはベツレヘムの父エフラタの長子ホルの子らニである。罒ゲドルの父はペヌエル、ホシャの父はエゼ カルミ、ホ ル、 ショバ ル であ

人で、ゲドルりない。これはエシテモアの父である。こ、は、これをとったの人である。これはエシアモアの父である。これはアシバをなわち彼女はみごもってミリアム、シャンマイおよびイシバをなわち彼女はみごもってミリアム、シャンマイおよびイシバをなわち彼女はみごもってパロの娘 ビテヤの子らである。すると、ゲドルのない。 神は彼の求めるところをゆるされた。ニ シュワの兄 弟ケルブかみ かれ もと きょうだい かたしを災から免れさせ、苦しみをうけさせられないように」。 の神に呼ばわって言った、「どうか、あなたが豊かにわたしを恵きの名をヤベヅと名づけたのである。「〇ヤベヅはイスラエルた。その母が「わたしは苦しんでこの子を産んだから」と言って ナズ。「スエハレレルの子らはジフ、ジバ、テリア、アサレルで ネの子カレブの子らはイル、エラおよびナアム。エラの子はケ フラを生み、 オテニエルの子らはハタテとメオノタイ。「四メオノタイはオ はレカの人々である。「三ケナズの子らはオテニエルとセラヤ。 ラパ、パセアおよびイルナハシの父テヒンナを生んだ。 み、わたしの国境を広げ、あなたの手がわたしとともにあって、 ら出た。ヵヤベヅはその兄弟のうちで最も尊ばれた者でいる。カヤベヅはその兄弟のうちで最も尊になった。 でとゾベバを生んだ。またハルムの子アハルヘルの氏 ある。「モエズラの子らはエテル、メレデ、エペル、ヤロン。次言 工人であったのでゲハラシムと呼ばれたのである。「ヨ エフン はメヒルを生んだ。メヒルはエシトンの父、三 エシトンはベテ ルを産んだ。「ヵナハムの姉妹であるホデヤの妻の子らはガ セラヤはゲハラシムの父ヨアブを生んだ。 以族も彼れ 彼らは これら であ

氏族の者はすべてユダの子孫ほどにはふえなかった。三々彼ら人あったが、その兄弟たちには多くの子はなかった。またそのによったが、その兄弟だらには多くの子はなかった。またそのによった。 その ある。 ラに住み、 亜麻布織の家の一族。ここならびにモアブを治めてレヘムに帰っきませのおう いえ いちぞく ここならびにモアブを治めてレヘムに帰ってらはレカの父エル、マレシャの父ラダおよびベテアシベアの子 クル、その子はシメイ。こむシメイには男の子十六人、 ミシマ。 ル。 ニョシャウルの子はシャルム、その子はミブサム、その子は シモンの子らはアムノン、リンナ、ベネハナン、テロンである。 マルカボテ、 たヨキム、 イシの子らはゾヘテとベネゾヘテである。 四シメオンの子らはネムエル、ヤミン、ヤリブ、ゼラ、 の町である。 0) アルまでおよんだ。 住んだ所はベエルシバ、モラダ、ハザル・シュアル、 んびとケイラの父およびマアカびとエシテモアである。 エゼム、 お これらはダビデの世に至るまで彼らの町であった。三 の系図をもっていた。 里はエタム、アイン、リンモン、トケン、アシャンの五つ ニスミシマの子孫は、その子はハムエル、その子はザッ ここれらの者は陶器を造る人で、ネタイムおよびゲデ コゼバの人々、ヨアシおよびサラフである。 王の用をするため、 トラデ、IIOベトエル、 ハザル・スシム、 III またこれらの町々の周囲に多くの村があって、 彼らの 三四 すみかは以上のとおりで、 ベテ・ビリ、およびシャライムで 王とともに、そこに住んだ。 メショバブ、 ホルマ、チクラグ、ミベテ・ ニ ユダの子シラの ヤムレク、 、女の子六 その記録 ニヵビル ・シャウ 彼らは アマジ = ヤ、 ヤ、 だ。

広く穏やかで、安らかであった。その地の前の住民はハウス・452 であ、800 ついに豊かな良い牧場を見いだした。そりまで進み、800 ついに豊かな良い牧場を見いだした。そいらは群れのために牧場を求めてゲドルの入口に行き、谷らは群れのために牧場を求めてゲドルの入口に行き、谷にはない。 の王ヒゼキヤの世に行って、彼らの天幕と、そこにいたメウニびであったからである。四二これらの名をしるした者どもはユダ 今日までそこに住んでいる。 四三アマレクびとで、 そこには、 とを撃ち破り、彼らをことごとく滅ぼして今日に至っている。 ピはアロンの子、アロンはエダヤの子、エダヤはシムリの子、 ビアの子エヒウ。 ヤの子ヨシャ、 ネアリヤ、レパヤ、ウジエルをかしらとしてセイル山に行き、 アデエル、エシミエル、ベナヤ、ミおよびシピの子ジザ。 図I またシメオンびとのうちの五百人はイシの子らペラテ 群<sup>む</sup>れ 三五 のための牧場があったので、彼らはそこに住んりための牧場があったので、彼らはそこに住ん 三、エリオエナイ、 ヨエ のがれて残っていた者を撃ち滅ぼして、 ル アシエ ルのひこ、 ヤコバ、 エショハ セラヤの ヤ ハムびと アサ ヨシ

### 第五章

ベンは長子であったが父の床を汚したので、長子の権はイスラーイスラエルの長子ルベンの子らは次のとおりである。――ルー

増したので、彼は東の方ユフラテ川のこなたの荒野の入口にまず、からいのからなった。からである。これでは、からいのでである。これでは、アインまで及んでいたが、エギレアデの地で彼の家畜がふえい。 である。 れを撃ち倒し、ギレアデの東の全部にわたって彼らの天幕に住っ、 たま ひがっ ぜんぶ でんだっ このまたサウルの時、彼らはハガルびとと戦って、こす 孫、ヨエルのひこである。彼はアロエルに住み、ネボおよびバアまとびゼカリヤ、^ ベラなどである。ベラはアザズの子、シマのおよびゼカリヤ、^ ベラなどである。ベラはアザズの子、シマの が北 ベエラはアッスリヤの王テルガテ・ピルネセルが捕え移した者 の子はレアヤ その子はバアル、^ その子はベエラである。この なり、 系図にしるされていない。こまたユダは兄弟たちにまさる者と
エルの子ヨセフの子らに与えられた。それで長子の権による んだ。 は、 の子はレアヤ、その子はバアル、ҳその子はベエラである。 はシマヤ、その子はゴグ、その子はシメイ、πその子はミカ、そ らはハノク、パル、ヘヅロン、カルミ。 なったのである。 その氏族により、その歴代の系図によれば、かしらエイエル その中から君たる者がでたが長子の権はヨセフのものと 彼はルベンびとのつかさであった。
せ彼の兄弟たち 7、ヘヅロン、カルミ。四ヨエルの子らはその子――≡ すなわちイスラエルの長子ルベンの子

こがドの子孫はこれと相対してバシャンの地に住み、サルカま で及んでいた。三そのかしらはヨエル、次はシャパム、ヤアナ カン、ジア、 は、その氏族によればミカエル、メシュラム、シバ、ヨライ、ヤ シャパテで、 エベルの七人である。「四これらはホリの子アビハ ともにバシャンに住んだ。この彼らの兄弟たち

> で、そり凹方の意にまで及んでいた。lもこれらはみなユダの王アデとバシャンとその村里とシャロンのすべての放牧地に住んブデルはグニの子、グニはその氏族の長である。la 彼らはギレヤドの子、ヤドはブズの子である。l ま アヒはアブデルの子、ア た。 ヨタムの世とイスラエルの王ヤラベアムの世に系図にのせられで、その四方の境にまで及んでいた。ここれらはみなユダの王。 ギレアデはミカエルの子、ミカエルはエシサイの子、エシサイは ルの子らである。 ホリはヤロアの子、ヤロアはギレアデの子、

イ

の手にわたされた。これは彼らが戦いにあたって神に呼ばわを攻めたので、ハガルびとおよびこれとともにいた者は皆、彼らせ をひき、戦いに巧みな人々であった。「ヵ彼らはハガルびとおよる者四万四千七百六十人あり、皆勇士で、盾とつるぎをとり、弓ゅ で及んだ。三四 にバシャンからバアル・ヘルモン、セニルおよびヘルモン山にま ニニマナセの半部族の人々はこの地に住み、ふえ広がって、ついばいます。 らは捕え移される時まで、これに代ってその所に住んだ。よったので、多くの者が殺されて倒れたからである。そし ば二千あり、また人は十万人あった。ここれはその戦いが神にっ彼らはその家畜を奪い取ったが、らくだ五万、羊二十五万、ろった。 り、神に寄り頼んだので神はその願いを聞かれたからである。三 びエトル、ネフシ、ノダブなどと戦ったが、この助けを得てこれ 「ヘルベンびとと、ガドびとと、マナセの半部族には出 その氏族の長たちは次のとおりである。 そして て戦いう すな

### 第六章

ンはアザリヤを生んだ。このアザリヤはソロモンがエルサレムとアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アレラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アムラムの子らはアピシュアはアければピネハスを生み、カアとやない。『アムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アムラムの子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエル。『アムラムの子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、カジエル。『アムラムの子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、カジエル。『アムラムの子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、カンに、メラリ。『コハテの子らはアムラム、イヅハルション、コハテ、メラリ。『コハテの子らは「レビの子らはゲルション、コハテ、メラリ。『コハテの子らは「レビの子らはゲルション、コハテ、メラリ。『コハテの子らは「レビの子らはゲルション、コハテ、メラリ。『コハテの子らは

て行った。

「程でたってユダとエルサレムの人を捕え移された時に捕えられまみ、ザトクはシャルムを生み、ヨザダクは上がネブカデネザルのとみ、ザトクはシャルムを生み、ヨサザタクは上がネブカデネザルの生み、ザトクはシャルムを生み、ヨシャルムはヒルキヤを生み、セラとみ、デマリヤはアヒトブを生み、ニアヒトブはザトクを生み、アマリヤはアヒトブを生み、ニアヒトブはザトクをできて、宮で祭司の務をした者である。ニアヒトブはザトクをに建てた宮で祭司の務をした者である。ニアザリヤはアマリに建てた宮で祭司の務をした者である。ニアザリヤはアマリ

「スレビの子らはゲルション、コハテおよびメラリ。」 t ゲルションの子はマヘリとムシ。これらはレビびとのその家筋による氏族である。」 でルションの子はコア、その子はイド、その子はアリの子らはマヘリとムシ。これらはレビびとのその家筋による氏族である。」 でルションの子はリブニ、その子はヤハテ、その子はヨア、その子はアシル、」 その子はエルカナ、その子はアンル、」 その子はエルカナ、その子はアンル、」 での子はエルカナ、その子はアンル、」 での子はエルカナ、その子はアンル、」 での子はエルカナ、その子はアンル、」 での子はエルカナ、その子はアンル、」 での子はエルカナ、その子はアンル、での子はエルカナ、その子はアンル、での子はエルカナ、その子はアンル、での子はエルカナ、その子はアンル、での子はエルカナ、その子はアンル、での子はエルカナ、その子はアウジャ、その子はエルカナ、その子はアンル、その子はエルカナ、その子はアンル、その子はエルカナ、その子はアンル、その子はエルカナ、その子はアウッジャ、その子はエルカナ、その子はアウッシャ、その子はエルカナ、その子はアカイ、その子はアウッションの子はアシットであず、一、「マート」である。」 ないとの子はアカナであず、「ロート」ではアウットにより、「ロート」であり、「ロート」であり、「ロート」ではアウィットであり、「ロート」ではアウットであり、「ロート」ではアウットであり、「ロート」ではアウットであり、「ロート」ではアウィットであり、「ロート」ではアウットであり、「ロート」ではアウットである。「ロート」ではアウットである。「ロート」ではアウットである。「ロート」ではアウットである。「ロート」ではアウットである。「ロート」ではアウットによるによっている。「ロート」ではアウェーをではアウットである。「ロート」ではアウェールではアウットによるによっている。「ロート」ではアウェールではアウットによるによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウットによっている。「ロート」ではアウルではアウットによっているようによっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によった。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によっている。「ロート」によ

務をしたもの、およびその子らは次のとおりである。コハテびらを建ててからは、一定の秩序に従って務を行った。三三その幕屋の前で歌をもって仕えたが、ソロモンがエルサレムに主のす。 たっぱい かいてい きっぱい フロモンがエルサレムに主のつかさどらせた人々は次のとおりである。三二彼らは会見のつかさどらせた人々は次のとおりである。三 の子、

三
も
ゼ
パ

二
ヤ
は
タ
ハ

テ
の

子
、
タ
ハ

テ
は
ア
シ
ル
の

子
、
ア
シ
ル ■ トアはヅフの子、ヅフはエルカナの子、エルカナはマハテの 三 契約の箱を安置したのち、ダビデが主の宮で歌をうたう事を けいやく はこ あんち ダヤの子、罒ニアダヤはエタンの子、エタンはジンマの子、ジン エルの子である。これへマンの兄弟アサフはヘマンの右に立った。 の子、イヅハルはコハテの子、コハテはレビの子、レビはイスラ はエビアサフの子、エビアサフはコラの子、『ヘコラはイヅハル エロハムの子、エロハムはエリエルの子、エリエルはトアの子、 エルはサムエルの子、三四サムエルはエルカナの子、エルカナは との子らのうちへマンは歌をうたう者、ヘマンはヨエルの子、ヨ マはシメイの子、 の子、四 マルキヤはエテニの子、エテニはゼラの子、ゼラはア はミカエルの子、ミカエルはバアセヤの子、バアセヤはマルキヤ カナはヨエルの子、ヨエルはアザリヤの子、アザリヤはゼパニヤ 子、ゲルションはレビの子である。 マハテはアマサイの子、ミスアマサイはエルカナの子、 アサフはベレキヤの子、ベレキヤはシメアの子、四つシメア 型シメイはヤハテの子、ヤハテはゲルション gg また彼らの兄弟である エル

> その子はブッキ、その子はウジ、その子はゼラヒヤ、 子はエレアザル、その子はピネハス、その子はアビシュア、ヨニおりである。ヨOアロンの子孫は次のとおりである。アロンのおりである。 の子、メラリはレビの子である。
> 『八彼らの兄弟であるレビびと子、『セセメルはマヘリの子、マヘリはムシの子、ムシはメラリ子、『セセメルはマヘリの子、マヘリはムシの子、ムシはメラリ はメラヨテ、その子はアマリヤ、その子はアヒトブ、エローその ためにあがないをなした。すべて神のしもベモーセの命じたと たちは、 ヒルキヤはアムジの子、アムジはバニの子、バニはセメルの の子、ハシャビヤはアマジヤの子、アマジヤはヒルキヤの子、四 シはアブデの子、アブデはマルクの子、四マルクはハシャビヤ はザドク、その子はアヒマアズである。 とをなし、また至聖所のすべてのわざをなし、 メラリの子らが左に立った。 そのうちのエタンはキシの子、 かつイスラエルの 、吾その子 丰

ブロンおよびリブナとその放牧地、ヤッテルおよびエシテモア門の田畑とその行々は、エフンネの子カレブに与えられた。ませいえば次のとおりである。まずコハテびとの氏族がくじによった。たはたからところ、まますなわち彼らが与えられたところは、ユダの地にあるヘブロンとその周囲の放牧地である。まただし、その地にあるヘブロンとその周囲の放牧地である。まただし、そのは、たば次のとおりである。まずコハテびとの氏族がくじによって、ま四アロンの子孫の住む所はその境のうちにある宿営によって、ま四アロンの子孫の住む所はその境のうちにある宿営によって、ま四アロンの子孫の住む所はその境のうちにある宿営によって、ま四アロンおよびリブナとその放牧地、ヤッテルおよびエシテモア

地ゥの

である。

の放牧地、六九つの放牧地、六九つの放牧地、

アヤロンとその放牧地、

ガテリンモンとその放牧

アネルとその

、テホロ

ンとそ

またマナセの半部族のうちからは、

1人地、

ヨクメアムとその放牧地、

が

テとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えられた。

はではくち
はなばくち
はないニヤミンの部族のうちからはゲバとその放牧地、 とその放牧地、エヘヒレンとその放牧地、 アシャンとその放牧地、 すべてその氏族のうちに十三あった。 ベテシメシとその放牧地である。 デビルとその 放き 彼ら の アレメ 牧は 地、 六〇 五

の放牧地とを与えた。 まずなわちユダの子孫の部族とシメオー いっぱく きょく メラリの子孫はその氏族によってルベンの部族、ガドの部族、おシャンのマナセの部族のうちから十三の町が与えられた。六三 与えられた。たこまたゲルションの子孫はその氏族によって 部族すなわちマナセの半部族のうちからくじによって十の町を

『はいます』

『はいます。 れた。大四このようにイスラエルの人々はレビびとに町々とそれた。大四このようにイスラエルの人々はレビびとに町々とで イッサカルの部族、 たこまたコハテの子孫の残りの者は部族の氏される。 よびゼブルンの部族のうちからくじによって十二の町が与えら アセルの部族、ナフタリ 以族のうちからと、 っ の 部族、 、 およびバ 半ん

名をあげたこれらの町をくじによって与えた。なった。またいの部族の子孫と、ベニヤミンの子孫の部族のうちからここに、シのがそく、レザル・ジャン #5#5 ス ワヒラウウ タホス コハテの子孫の氏族はまたエフライムの部族のうちからもいて、コハテの子孫の氏族はまたエフライムの部族のうちからも れの町はエフライムの山地にあるシケムとその放牧地、 ままります。 ゲゼ シ た、

残りのものに与えた。放牧地およびビレアム 地およびビレアムとその放牧地を、 コハテの子 丁孫の氏佐

放牧地、タボルと りえられたものは 与えられたものは 放牧地、メパアテとそのが牧地、のベゼルとその放牧地、 ブとその放牧地。 ピヘ ナフタリの部族のうちからはガリラヤ 放牧地、アブドンとその放牧地、 ケデシとその放牧地、ハンモンとその放牧地、キリアタイムとそのできょう。 セーゲルションの子孫に レアデのラモテとその放牧地、 ボンとその放牧地、 すなわちヨルダンの東ではルベンの部族のうちからは荒 メパアテとその放牧地。 タボルとその放牧地、 たものはゼブルンの部族のうちからリンモンとそ tt このほかのもの、 ヤゼルとその放牧地 与えられ ヤザとその放牧地、せれケデモテとその \*パエリコに近いヨル マハナイムとその放牧 t 新 ホコクとその放牧地、 Λ たものは ガドの部族のうちからはギ すなわちメラリの子 マナ ナデシとその放牧 アシタロテとその はうぼく マシャルとその Ĺ の らからは荒野 ルダンのかな 半点 部で アネムと 族《 のう ホ  $\mathcal{O}$ 0)

### 第 七

イッサカル の子らはトラ、 プワ、 ヤシュブ、 シ ム 口 4 <u>(</u> 兀

カルのすべての氏族のうちの兄弟たちで系図によって数えらかいのすべての氏族のうちの兄弟たちでいます。 た。これは彼らが妻子を多くもっていたからである。エイツサ つだいっこいだった。 こま かず かず これは皆トラの子で、その氏族の長である。その子孫ムエル。これは皆トラの子で、その氏族の長である。その子孫ムエル。 モー・・ ーノューコーコル・ヤマイ・エブサム、サ れた大勇士は合わせて八万七千人あった。 の子孫のうちに、その氏族に従えば軍勢の士卒三万六千人あっしてん の大勇士たる者はダビデの世にはその数二万二千六百人であった。 た。ョウジの子はイズラヒヤ、イズラヒヤの子らはミカエル、オ ヨエル、イシアの五人で、みな長たる者であった。四そ

アラメテで皆なケルの子らである。れその子孫のうち、その氏族 み しゃく ちょう サンド スレモテ、イリの五人で、の子らはエヅボン、ウジ、ウジエル、エレモテ、イリの五人で、 \*ベニヤミンの子らはベラ、ベケル、エデアエルの三人。 シムである た。三またイルの子らはシュパムとホパム。アヘルの子はホ うちには、いくさに出てよく戦う大勇士が一万七千二百人あっル。-- 皆エデアエルの子らで氐族の長であった。その子孫のル。-- 紫\*\* リエゼル、 二万二千三十四人あった。^ベケルの子らはゼミラ、 ベニヤミン、エホデ、ケナアナ、ゼタン、タルシシ、アヒシャハ の長として系図によって数えられた大勇士は二万二百人あったよう - 0 エデアエルの子はビルハン。ビルハンの子らはエウシ、 エリオエナイ、オムリ、エレモテ、アビヤ、アナトテ、 ヨアシ、エ

> る。 だ。

これらはマナセの子マキルの子であるギレアデの子らである。 を産んで名をペレシと名づけた。その弟の名はシャレシ。シャハデには女の子だけがあった。「<マキルの妻マアカは男の子 一へその妹 う者を妻にめとった。二番目の子はゼロペハデという。ゼロ キルを産んだ。「エマキルはホパムとシュパムの妹。マアカとい るスリヤの女の産んだアスリエル。 ビルハの産んだ子である。「四マナセの子らはそのそば レシの子らはウラムとラケムである。「モウラムの子はベダン。 三ナフタリの子らはヤハジエル、 - n セミダの子らはアヒアン、シケム、リキ、アニアムであ ハンモレケテはイシホデ、アビエゼル、マヘラを産ん グニ、 彼女はまたギレアデの父マ エゼル、 シャルムで皆 め いであ

された。これは彼らが下って行ってその家畜を奪おうとしたかの子はシュテラである。エゼルとエレアデはガテの土人らに殺テ、その子はエラダ、その子はタハテ、三 その子はザバデ、そ は妻のところにはいった。妻ははらんで男の子を産み、その名で、その兄弟たちが来て彼を慰めた。ニニそののち、エフライムで、その兄弟により、また。また、またののち、エフライム フライムの娘 セラは上と下のベテホロンおよびウゼン・セラを をベリアと名づけた。その家に災があったからである。 らである。== 父エフライムが日久しくこのために悲しんだの □ エフライムの子はシュテラ、その子はベレデ、その子はタハ Im ベリアの子はレパ、その子はレセフ、その子はテラ、 三四工

の所に住んだ。 のの所に住んだ。

ラ、ハニエル、およびリヂア。goこれらは皆アセルの子孫でテルの子らはエフンネ、ピスパおよびアラ。gn ウラの子らはア セベゼル、ホド、シャンマ、シルシャ、イテラン、ベエラ。 <<br />

□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<b E四 彼の兄弟ショメルの子らはロガ、ホバおよびアラム。 パサク、ビムハル、アシワテ。これらはヤレフテの子らである。 ホタムおよびその姉妹シュアを生んだ。||| ヤフレテの子らはルはビルザヒテの父である。|| ヘベルはヤフレテ、ショメル、 ≒ ゾパの子らはスア、ハルネペル、シュアル、ベリ、イムラ、≡ ショメルの兄弟ヘレムの子らはゾパ、イムナ、シレシ、アマル。 姉妹セラ。゠゙ベリアの子らはヘベルとマルキエル。 三〇アセルの子らはイムナ、イシワ、 く戦う者の数は二万六千人であった。 あって、その氏族の長、 その系図によって数えられた者で、 えりぬきの大勇士、つかさたちのかしら エスイ、 ベリアおよびその いくさに出てよ マルキエ

氏族の長であって、ガテの住民を追い払ったものである。) -四してく ちょう ちょう はら まっぱん まっぱん まっぱん またベリアとシマがあった。(これはアヤロンの住民の「じゅうみん はアハラ、三第四はノハ、第五はラパ。三ベラの子らはアダル、ゲーベニヤミンの生んだ者は長子はベラ、その次はアシベル、第三 て氏族の長である。こ。彼はまたホシムによってアビトブとエ が妻ホデシによってもうけた子らはヨバブ、ヂビア、メシャ、マ ゲバの住民の氏族の長であって、マナハテに捕え移されたものパム、ヒラム。\* エホデの子らは次のとおりである。(これらは ジクリ、 ズリアおよびヨバブはエルパアルの子らであった。「ヵヤキン、 せびバデヤ、メシュラム、ヘゼキ、 デル、「<ミカエル、イシパおよびヨハはベリアの子らであった。 ルパアルをもうけた。三 エルパアルの子らはエベル、ミシャム ルカム、「〇エウヅ、シャキヤ、ミルマ。これらはその子らであ ムとバアラを離別してのち、モアブの国で子らをもうけた。 ホ彼れ ゲラはウザとアヒフデの父であった。ハシャハライムは妻ホシ である。) セすなわちナアマン、アヒヤ、ゲラすなわちヘグラム。 ラ、アビウデ、四アビシュア、ナアマン、アホア、ヵゲラ、シフ またアヒオ、シャシャク、エレモテ。」

エゼバデヤ、 およびセメド。彼はオノとロドとその村々を建てた者である。 ザベデ、IOエリエナイ、 チルタイ、 ヘベル、ハイシメライ、エ エリエル、ニアダ アラデ、ア

サレムに住んだ。
サレムに住んだ。
サレムに住んだ。
サレムに住んだ。
サレムに住んだ。
カース これらは歴代の氏族の長であり、またかしらであって、エルニャ、エラム、アントテヤ、ニョイペデヤおよびペヌエルはシャニャ、エラム、アントテヤ、ニョイペデヤおよびペヌエルはシャン、ヘベル、エリエル、ニョアブドン、ジクリ、ハナン、ニョハナン、ベラヤおよびシムラテはシマの子らであった。ニニイシパヤ、ベラヤおよびシムラテはシマの子らであった。ニニイシパ

長子はウラム、 クロテはシメアを生んだ。これらもまた兄弟たちと向かル、ナダブ、El ゲドル、アヒオ、ザケル、El およびミクロテ。 あってエルサレムに住んだ。 IIII ネルはキシを生み、キシはサウ カといった。 =○その長子はアブドンで、次はツル、キシ、バア アハズである。

三

アハズはエホアダを生み、エホアダはアレメ はミカエルを生んだ。三ヨミカの子らはピトン、メレク、タレア、 バアルを生んだ。『四ヨナタンの子はメリバアルで、メリバアル ルを生み、サウルはヨナタン、マルキシュア、アビナダブ、エシ これギベオンの父エイエルはギベオンに住み、その妻の名はマア レアサの子はアゼルである。 🛚 < アゼルには六人の子があり、そ はビネアを生んだ。ビネアの子はラパ、ラパの子はエレアサ、エ 名はアズリカム、ボケル、イシマエル、シャリヤ、オバデヤ、 アズマウテ、ジムリを生み、ジムリはモザを生み、ミモモザ 皆アゼルの子である。ミュその兄弟エセクの子らは、 次はエウシ、第三はエリペレテである。四〇ウラーデ 3 V

である。と孫をもち、百五十人もあった。これらは皆ベニヤミンの子孫と孫をもち、百五十人もあった。これらは皆ベニヤミンの子孫よの子らは大勇士で、よく弓を射る者であった。彼は多くの子ムの子

### 第九章

○ 祭司のうちではエダヤ、ヨアリブ、ヤキン、ニおよびヒルキー ○ 祭司のうちではエダヤ、ヨアリブ、ヤキン、ニおよびヒルキー の宮の務をするのに、はなはだ力のある人々であった。これらはその氏族の長で、合わせて一千七百六十人、みな神はインメルの子である。ニーそのほかに彼らの兄弟たちもあった。これらはその氏族の長で、合わせて一千七百六十人、みな神なん。これらはその氏族の長で、合わせて一千七百六十人、みな神なた。これらはその氏族の長で、合わせて一千七百六十人、みな神らの宮の務をするのに、はなはだ力のある人々であった。

「四レビびとのうちではハシュブの子シマヤ、ハシュブはアズリコロビびとのうちではハシュブの子シマヤ、これらはメラリの方である。」ままたバクバッカル、ヘレシ、ガラル、およびア子孫である。」ままたバクバッカル、ヘレシ、ガラル、およびア子孫である。」ままたバクバッカル、ヘレシ、ガラル、およびア子孫である。」またバクバッカル、ヘレシ、ガラル、およびア子孫である。

レの子シャルムおよびその氏族の兄弟たちなどのコラびとは営の門を守る者である。「ヵコラの子エビヤサフの子であるコまで東の方にある王の門を守っている。これらはレビの子孫でまびその兄弟たちで、シャルムはその長であった。」へ彼は今日よびその兄弟たちで、シャルムはその長であった。「へ彼は今日よびその兄弟たちで、シャルムはその長であった。」へ彼は今日は、また。また。

歴代の氏族の長であって、かしらたる人々であった。彼らはエホッセヒン レーゼペ ウールラ 日夜自分の務に従ったからである。三四これらはレビびとのにちゃじぶんっからしたが III レビびとの氏族の長であるこれらの者は歌うたう者であった。 かんしょく しょう まの うた しゅうしょう しょうしょう ルサレムに住んだ。 宮のもろもろの室に住み、 ほかの務はしなかった。彼らは

ニアハズはヤラを生み、ヤラはアレメテ、アズマウテおよびジム ミカの子らはピトン、メレク、タレアおよびアハズである。 ○ ヨナタンの子はメリバアルで、メリバアルはミカを生んだ。四 テである。三、ミクロテはシメアムを生んだ。彼らもその兄弟バアル、ネル、ナダブ、ヨケゲドル、アヒオ、ゼカリヤ、ミクロバアル EE アゼルに六人の男の子があった。その名はアズリカム、 ヨナタン、マルキシュア、アビナダブ、エシバアルを生んだ。四 名はマアカといった。
三六彼の長子はアブドン、次はツル、キシ、 ゼルの子らであった。 リを生み、ジムリはモザを生み、Bll モザはビネアを生んだ。 たちとともにエルサレムに住んで、その兄 弟たちと向かいあっ 〒〒ギベオンの父エヒエルはギベオンに住んでいた。その妻の ・\*\* ネアの子はレパヤ、その子はエレアサ、その子はアゼルである。 ていた。『デネルはキシを生み、キシはサウルを生み、サウルは イシマエル、シャリヤ、オバデヤ、ハナン。これらはみなア 、ボケ ピ 四

自分もまたつるぎの上に伏して死んだ。\* こうしてサウルと三とが、その上に伏した。# 武器を執る者はサウルの死んだのを見て、いたく恐れて聞きいれなかったので、サウルはつるぎをとっていたくか。 人の子らおよびその家族は皆ともに死んだ。

・谷にいたイスラ 人々がペリシテびとの前から逃げ、ギルボア山で殺されて倒れない。 サウルはその武器を執る者に言った、「つるぎを抜き、それを わたしをはずかしめるであろう」。しかしその武器を執る者が もってわたしを刺せ。さもないと、これらの割礼なき者が来て、 を見つけたので、彼は射手の者どもに傷を負わされた。四そこで 戦いは激しくサウルにおし迫り、 ウルの子ヨナタン、アビナダブおよびマルキシュアを殺した。ョ たので、ニペリシテびとはサウルとその子たちのあとを追い、サ - さてペリシテびとはイスラエルと戦 射手の者どもがついにサウル ったが、 イスラエル

四方に人をつかわして、この良き知らせをその偶像と民に告げいまうのないでその首と、よろいかぶとを取り、ペリシテびとの国のルをはいでその子らのギルボア山に置れているのを見、ヵサウて、サウルとその子 へ あくる日ペリシテびとは殺された者から、そのうちに住んだ。 はぎ取るために

移してエッサイの子ダビデに与えられた。 させた。10そしてサウルのよろいかぶとを彼らの神の家に置 レアデの人々は皆ペリシテびとがサウルにしたことを聞いたの ■ こうしてサウルは主にむかって犯した罪のために死んだ。 首をダゴンの神殿にくぎづけにした。 こ しかしヤベシ・ギ

スラエルを牧する者となり、わが民イスラエルの君となるであれました。そしてあなたの神、主はあなたに『あなたはわが民イルました。そしてあなたの神、主はあなたに『あなたはわが民イルました。 ルが王であった時にも、あなたはイスラエルを率いて出入りさまって来て言った、「われわれは、あなたの骨肉です。ニ先にサウまって来て言った、「われわれは、あなたの骨肉です。ニ先にサウニこにイスラエルの人は皆ヘブロンにいるダビデのもとに集っ れた主の言葉に従ってダビデに油を注ぎ、 イスラエルの王とし

た。

四

びとがそこに集まって来て戦った。そこに一面に大麦のはえばとがそこに集まって来できた。そこに一面に大麦のはえ である。 = 彼はダビデとともにパスダミムにいたが、ペリシテ 三一彼の次はアホアびとドドの子エレアザルで、三勇士のひとり やりをふるって三百人に向かい、一度にこれを殺した者である。 すなわち三人の長であるハクモニびとの子ヤショベアム、彼は とした人々である。ニ ダビデの勇士の数は次のとおりである。 せ、主がイスラエルについて言われた言葉にしたがって、彼を王 スラエルのすべての人とともにダビデに力をそえて国を得さる。ダビデの勇士のおもなものは次のとおりである。彼らはイ た。万軍の主が彼とともにおられたからである。 部分を繕った。πこうしてダビデはますます大いなる者となっメッッペ ^ ッメック すなわちミロから四方に石がきを築き、ヨアブは町のほかの はこれをダビデの町と名づけた。ハダビデはまたその町の周囲はこれをダビデの町と名づけた。ハダビデはまたその世界の一番の「大き」という かしらとなった。

+ そしてダビデがその要害に住んだので人々 将とする」。ゼルヤの子ヨアブが第一にのぼっていったので、 を取った。これがすなわちダビデの町である。☆この時ダビデ はここにはいってはならない」。しかし、ダビデはシオンの要害 レムはすなわちエブスであって、そこにはその地の住民である は言った、「だれでも第一にエブスびとを撃つ者を、かしらとし、 エブスびとがいた。

ェエブスの住民はダビデに言った、「あなた ダビデとすべてのイスラエルはエルサレムへ行った。 彼れ エ

六

0

た。「<そこでその三人はペリシテびとの陣を突き通って、ベツある井戸の水をわたしに飲ませてくれるとよいのだが」と言っょダビデはせつに望んで、「だれかベツレヘムの門のかたわらにょダビデはせつに望んで、「だれかベツレヘムの門のかたわらに をふるって三百人に立ち向かい、これを殺して三人のほかになる。 コアブの兄弟 アビシャイにニュッ(こ) 水をとって来たのです」。それゆえ、ダビデはこの水を飲もうと学りてわたしは飲むことができましょう。彼らは命をかけてこのしてわたしは飲むことができましょう。かれている。 れをいたしません。命をかけて行ったこの人たちの血をどうれを主の前に注いで、エホー言った、「わが神よ、わたしは断じてこれを主の意味を表します。 もとに携えて来た。しかしダビデはそれを飲もうとはせず、レヘムの門のかたわらにある井戸の水をくみ取って、ダビデ は要害におり、 との軍勢はレパイムの谷に陣を取っていた。 らあなの岩の所にいるダビデのもとへ行った。 そして主は大いなる勝利を与えて彼らを救われた。 三エホヤダの子ベナヤは、 はしなかった。三勇士はこのことをおこなった。 в 三十人の長たちのうちの三人は下っていってアドラム にん くだ 地所の中に立ってこれを防ぎ、は地所の中に立ってこれを防ぎ、ないがあった。民はペリシテびとのがあった。 ペリシテびとの先陣はベツレヘムにあったが、 かし、 かの三人には及ばなかった。 リシテびとの前から逃げた。 カブジエル出 身の勇士であっ ペリシテびとを殺し - ^ その 時にペリシテび 時ダビデ ダビデの 四四 かに名な はやり しか の そ 多お ほ

リヤバ。 ライ。 IIO ネトパ出身のマハライ。ネトパ出身のバアナの子へ出身のアビエゼル。 In ホシャテびとシベカイ。アホアびとインびとヘレヅ。 IN テコア出身のイッケシの子イラ。アナトテンびとヘレヅ。 IN テコア出身のイッケシの子イラ。アナトテ びとを撃ち殺した。そのエジプトびとは手に機の巻棒ほどのようなした。 == 彼はまた身のたけ五キュビトばかりのエジプ・ 出身のドドの子エルハナン。これロデ出身のシャンマ。」と、軍団のうちの勇士はヨアブの兄弟アサヘル。ベツレース、軍団の 殺した。このエホヤダの子ベナヤは、これらの事を行って三勇士だるでいったというから、やりをもぎとり、そのやりをもって彼をエジプトびとの手から、やりをもぎとり、そのやりをもって彼を ン。 <u>=</u> <u>=</u> <u>=</u> = ビエル。 ピラトンのベナヤ。 レデ。
三、ベニヤミンびとのギベアから出たリバイの子イタイ。 の三人には及ばなかった。ダビデは彼を侍衛の長とした。 のほかに名を得た。ニョ被は三十人のうちに有名であったが、 りを持っていたが、ベナヤはつえをとって彼の所へ下って行き、 ち殺した。彼はまた雪の日に下っていって、 \*\*\* くのてがらを立てた。彼はモアブの メケラテびとヘペル。ペロンびとアヒヤ。 グリの子ミブハル。ヨホ アンモンびとゼレク。 ヘズロ。エズバイの子ナアライ。 ハラルびとサカルの子アヒアム。 三四 ■ バハルム出 ギゾンびとハセム。 ミニガアシの谷のホライ。 身のアズマウテ。シャルボン出身の ハラルびとシャゲの子ヨナタ 三 ナタンの いって、穴の中でししを撃っアリエルのふたりの子を撃っ ウル 三七 の子エリパル。ヨ アルバテびとア カルメル出身 ゼルヤの 兄弟 ベツレ エジプト ヨエル。 ヘム 子: ペ 口 か

エリエル、オベデおよびメゾバびとヤシエルである。 エリエル、オベデおよびメゾバびとヤシエルである。 アリエルがと カタムの子らシャマとエイエル。 ロニ テジびとシムリの子エデルがと ヨシャパテ。 ロロ アシテラテびとウジヤ。 アロエルびと ニびと ヨシャパテ。 ロロ アシテラテびとウジヤ。 アロエルびと ホタムの子らシャマとエイエル。 ロニ たマアカの子ハナン。 ミテアエルおよびその兄 弟ヨハ。 ロニ ヘテびとウリヤ。 アハライの アブの武器を執るもの、ベエロテ出 身のナハライ。 四0 イテルび アブの武器を執るもの、ベエロテ出 身のナハライ。 四0 イテルびアブの武器を執るもの、ベエロテ出 身のナハライ。 四0 イテルびアブの武器を執るもの、ベエロテ出 身のナハライ。 四0 イテルびアブの武器を執るもの、ベエロテ出 身のナハライ。 四0 イテルびアブの武器を執るもの、ベエロテ出 りがとヤシエルである。

## 第一二章

エレミヤ、ヤハジエル、ヨハナン、ゲデラ出身のヨザバデ、五工やミヤ、彼は三十人のうちの勇士で、その三十人の長である。またて、サウルの同族である。三そのかしらはアヒエゼル、次はヨとで、サウルの同族である。三そのかしらはアヒエゼル、次はヨとで、サウルの同族である。三そのかしらはアヒエゼル、次はヨとで、ともにギベア出身のシマアの子たちである。またエジエルとペレテで、ともにアズマウテの子たちである。またエジエルとペレテで、ともにアズマウテの子たちである。またベラカおよびアナトテ出身のエヒウ。四またギベオン出身のイシカおよびアナトテ出身のエヒウ。四またギベオン出身のイシカおよびアナトテ出身のエヒウ。四またギベオン出身のイシカおよびアナトテ出身のエヒウ。四またギベオン出身のイシカおよびアナトテ出身のエヒウ。四またギベオン出身のイシカおよびアナトテ出身のエヒウ。四またギベオンともにベニヤミングに、ダビデがキシの子サウルにしりぞけられて、なおチクラグに「ダビデがキシの子サウルにしりぞけられて、なおチクラグに「ダビデがキシの子サウルにしりでけられて、なおチクラグに「ダビデがキシの子サウルにしりでけられて、なおチクラグに

あるヨエラおよびゼバデヤである。
これらはコラびとである。tまたゲドルのエロハムの子たちで、エルカナ、イシア、アザリエル、ヨエゼル、ヤショベアムで、ルザイ、エリモテ、ベアリヤ、シマリヤ、ハリフびとシパテヤ、

なわして、あなたがたを責められますように」。「<時に霊が三なわして、あなたがたを責められますように」。「<時に霊が三心もあなたがたと、ひとつになりましょう。しかし、わたしの手が好意をもって、わたしを助けるために来たのならば、わたしの手が好意をもって、わたしを助けるために来たのならば、わたしのが好意をもって、わたしを助けるために来たのならば、わたしのが好意をもって、わたしを助けるために来たのならば、わたしのが好意をもって、かとつになりましょう。しかし、わたしの手になんの悪事もないのに、もしあなたがたが、からなどがというない。「本体に霊が三に、ベニヤミンとユダのとなん。

八百人、言シメオンの子孫で、よく戦う勇士七千百人、これレビ

IM ユダの子孫で盾とやりをとり、武装した者六千

ブロンにいるダビデのもとに来た武装した軍隊の数は、

、次のとして、へ

主の言葉に従い、サウルの国をダビデに与えようとして、

君たちが相はかって、「彼はわれわれの首をとって、その主君サはついにペリシテびとを助けなかった。それはペリシテびとの た。三ダビデを助ける者が日に日に加わって、ついに大軍となどデを助けて敵軍に当った。彼らは皆大勇士で軍勢の長であっビデを助けて敵軍に当った。かれ、 桑をだいゆうし くんぜい ちょう 彼についた。皆マナセびとの千人の長であった。三、彼らはダ ザバデ、エデアエル、ミカエル、ヨザバデ、エリウ、ヂルタイが る。) : 0 ダビデがチクラグへ行ったとき、マナセびとアデナ、ヨ て来たとき、マナセびと数人がダビデについた。(ただしダビデ ウルのもとに帰るであろう」と言って、彼を去らせたからであ そこでダビデは彼らを受けいれて部隊の長とした。 十人の長 アマサイに臨み、 神の軍勢のようになった。 平安あれ、あなたに平安あれ。
エッサイの子よ、われわれはあなたと共にある。 あなたの神があなたを助けられる」。 あなたを助ける者に平安あれ アマサイは言った、

に従った。三三ゼブルンからは五万人、皆訓練を経た軍隊で、もたがった。三三ゼブルンからは五万人、皆訓練を経た軍隊で、もた。その長たる者が二百人あって、その兄弟たちは皆その指揮た。その長たる者が二百人あって、その兄弟とちは皆その指揮という。三十八のなすべきことをわきまえた人々が来ませ、名をつらねた者である。三二イッサカルの子孫からはよく来て、名をつらねた者である。三二イッサカルの子孫からはよく に従う者三万七千人。 🖽 ダンびとからは武装した者二万八千 四ナフタリからは将たる者一千人および盾とやりをとってこれ 人、皆勇士で、その氏族の名ある人々であった。三マナセの半に、ないからし ビデを王にしようとした。ヨカ彼らはヘブロンにダビデととも ェ またヨルダンのかなたルベンびと、ガドびと、マナセの半部族 せまたヨルダンのかなたルベンびと、ガドびと、マナセの半部族 もってヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にしようと 三へすべてこれらの戦いの備えをしたいくさびとらは真心 ろもろの武具で身をよろい、一心にダビデを助けた者である。三 部族からは一万八千人、皆ダビデを王に立てようとして上っています。 に忠義をつくしていた。 EO エフライムの子孫からは二万八百 で、彼に属する者は三千七百人。これずドクは年若い勇士で、の子孫からは四千六百人。これエホヤダはアロンの家のつか した。このほかのイスラエルびともまた、 心をひとつにしてダ からはもろもろの武具で身をよろった者十二万人であった。 六百人。 =< アセルからは戦いの備えをした熟 練の者四万人。 = の氏族から出た将軍は二十二人。これサウルの同族、ベニヤミン に三日いて、 の子孫からは三千人、ベニヤミンびとの多くはなおサウルの家 食い飲みした。その兄弟たちは彼らのために備 を

れはイスラエルに喜びがあったからである。 『いちょう』 という は、生、羊などを多く携えて来た。こく、干ぶどう、ぶどう酒、油、牛、羊などを多く携えて来た。こく、干ぶどう、ぶどう酒、油、牛、羊などを多く携えて来た。こく、干がどう、ぶどう酒、油、牛、羊などを多く携えて来た。 などに食 物を負わせて来た。すなわち麦粉の食 物、干いちじなどに食 物を負わせて来た。すなわち麦粉の食 物、干いちじなどに食 物を負わせて来た。すなわち麦粉の食 物、干いちじなどに食物を食物を含むがあったからである。

## 第一三章

バアラすなわちユダのキリアテ・ヤリムに上り、ケルビムの上にとごとく呼び集めた。ギそしてダビデとすべてのイスラエルはめ、エジプトのシホルからハマテの入口までのイスラエルをこェそこでダビデはキリアテ・ヤリムから神の箱を運んでくるた

座しておられる主の名をもって呼ばれている神の箱をそこからいきに、ウザとアヒヨがその車を削した。<ダビデおよびすらひきだし、ウザとアヒヨがその車を削した。<ダビデおよびすらひきだし、ウザとアヒヨがその車を削した。<ダビデおよびすれてのイスラエルは歌と琴と立琴と、手鼓と、シンバルと、ラッパをもって、力をきわめて神の前に踊った。
上がった。中がつまずいたからである。このサザは手を伸べて箱を押えた。牛がつまずいたからである。このサザは手を伸べて箱を押えた。牛がつまずいたからである。このサザが手を箱につけたことによって、主は彼に向かって怒りを発し、彼を撃たれたので、ダビデは怒った。その所で神の前に死んだ。こまがウザを撃たれたので、ダビデは怒った。その所で神の前に死んだ。こまがウザを撃たれたので、ダビデは怒った。その所で神の前に死んだ。こまがウザを撃たれたので、ダビデは怒った。その前に死んだ。こまがりずと呼ばれている。これを転じてガテびとオベデ・エドムの家に、その家族とともにとどまった。主はオベデ・エドムの家族とともにとどまった。主はオベデ・エドムの家族とそのすべての持ち物を祝福された。

# 第一四章

が自分を堅く立ててイスラエルの王とされたことと、その民イが自分を堅く立ててイスラエルの王と木工を送った。ニダビデは主建てさせようと香柏および石工と木工を送った。ニダビデは主ュツロの王ヒラムはダビデに使者をつかわし、彼のために家を「ツロの王ヒラムはダビデに使者を

い。遠回りしてバルサムの木の前から彼らを襲いなさい。」またので神は言われた、「あなたは彼らを追って上ってはならなたのでかよ。」というない。」の女どデが再び神に問うこ。ペリシテびとは再び谷を侵した。「四ダビデが再び神に問う

ダビデは神に問うて言った、「ペリシテびとに向かって上るべきたが、ヵペリシテびとはすでに来て、レパイムの谷を侵した。 o 名は次のとおりである。すなわちシャンマ、ショバブ、、ナタン、にまたむすこ、 娘が生れた。四彼がエルサレムで得た子たちの れを火で焼かせた。
が自分たちの神をそこに残して退いたので、ダビデは命じてこが自分たちのかな A さてペリシテびとはダビデが油を注がれて全イスラエルの王 stook was to the sound to = ダビデはエルサレムでまた妻たちをめとった。そしてダビデ ゆえ、その所の名はバアル・ペラジムと呼ばれている。三彼ら なたの手にわたそう」。こそこで彼はバアル・ペラジムへ上っ でしょうか。あなたは彼らをわたしの手にわたされるでしょう ビデを捜した。ダビデはこれを聞いてこれに当ろうと出ていっ ソロモン、ェイブハル、エリシュア、エルペレテ、</br> ていった。その所でダビデは彼らを打ち敗り、そして言った、 スラエルのために彼の国を大いに興されたことを悟った。 ヤピア、セエリシャマ、ベエリアダ、エリペレテである。 主はダビデに言われた、「上りなさい。 わたしは彼らをあ

国びとに彼を恐れさせられた。

「ないなさい。神があなたの前に出てペリシテびとの軍勢を撃ち破り、ギベオンからゲゼルに及んだ。」とシテびとの軍勢を撃ち破り、ギベオンからゲゼルに及んだ。」とシテびとの軍勢を撃ち破り、ギベオンからがゼルに及んだ。」というでは、神があなたの前に出てペリシテびとの軍勢を撃た、大きでは、神があなたの前に出てペリシテびとの軍勢を撃たがルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、バルサムの木の上に行進の音が聞えたならば、あなたは行って、

# 第一五章

め ビびとたちはイスラエルの神、 れをかいた者があなたがたでなかったので、われわれの神、主は がってそれを扱わなかったからです」。「四そこで祭司たちとレ われわれを撃たれました。これはわれわれがその定めにした わたしがそのために備えた所にかき上りなさい。ここさきにこ なたがたの兄弟はともに身を清め、 た、「あなたがたはレビびとの氏族の長である。 は祭司ザドクとアビヤタル、およびレビびとウリエル、アサヤ、 ヨエル、 はアミナダブを長としてその兄 弟百十二人である。こ ダビデ 「ヨレビびとたちはモーセが主の言葉にしたがって命じたよ 神の箱をさおをもって肩にになった。 シマヤ、エリエル、アミナダブを召し、三彼らに言っ 主の箱をかき上るために身を清しゅしゅはこの イスラエルの神、 あなたがたとあ 主の箱を

およびエタンは青銅のシンバルを打ちはやす者であった。ころれに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリルの子へマンと、その兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリンれに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリンれに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリンれに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリンれに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリンれに次ぐその兄弟たちがこれと共にいた。すなわちゼカリンスマアセヤ、マッタテヤ、エリペレホ、ミクネヤおよび門を守むの者オベデ・エドムとエイエル。「カ歌うたう者へマン、アサフる者オベデ・エドムとエイエル。」カッシュが、およびエタンは青銅のシンバルを打ちはやす者であった。このは、ダビデはまたレビびとの長たちに、その兄弟たちを選んできる者オベデ・エドムとエイエル。「カッシュンバルを打ちはやす者であった。」のようだ。

これ ダビデとイスラエルの長者たおよび千人の長たちは行って、オベデ・エドムの家から主の契約の箱を喜び勇んでかき上って、オベデ・エドムの家から主の契約の箱を喜び勇んでかき上って、オベデ・エドムの家から主の契約の箱を喜び勇んでかき上って、オベデ・エドムの家から主の契約の箱を喜び勇んでかき上って、オベデ・エドムの家から主の契約の箱を喜び勇んでかき上って、オベデ・エドムの家から主の契約の箱をあけられたので、彼た。三、神が主の契約の箱をかくレビびとは、歌うたう者、音楽をを着ていた。三、こうしてイスラエルは皆、声をあげ、角笛をできならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならし、ラッパと、シンバルと、立琴と琴をもって打ちはや吹きならして主の契約の箱をかき上った。

# 第一六章

どうか主を求める者の心が喜ぶように。 へ主に感謝し、そのみ名を呼び、 たかって歌え、主をほめ歌え。 たのようもろのくすしきみわざを語れ。 でのその聖なるみ名を誇れ。 でのその聖なるみ名を誇れ。 でのもろもろのくすしきみわざを語れ。 ないましまする。 でのものものではいます。 でのものものではいます。 でのものものではいます。 でのものものではいます。 でのものものではいます。 でのものものではいます。 でのものものものはいます。 でのものものはいます。 ではいまする。 でいますします。 でいまする。 でいまる。 でいまする。 でいまる。 でいまする。 でいまる。 でいる。 でいまる。 でいまる。 でいまる。 でいまる。 でいまる。 でいまる。 でいまる。 でいる。 でいる。 でいまる。 でいまる。 でいまる。 でいる。 でいる。

IO国から国へ行き、

せその日ダビデは初めてアサフと彼の兄弟たちを立てて、主にせるの日ダビデは初めてアサフと彼の兄弟たちを立て、この

感謝をささげさせた。

そのさばきは全地にある。 |=|= そのしもベアブラハムのすえよ 数えるに足らず、かの国で旅びととなり、 あなたがたの受ける嗣業の分け前とする」と。 これはよろずよに命じられたみ言葉であって、 そのみ口のさばきとを心にとめよ。 主のなされたくすしきみわざと、その奇跡と、 その選ばれたヤコブの子らよ。 〒 主はこれを堅く立ててヤコブのために定めとし こ主とそのみ力とを求めよ。 | れその時、彼らの数は少なくて、 |<言われた、「あなたにカナンの地を与えて、 イスラエルのためにとこしえの契約として イサクに誓われた約束である。 | スプラハムと結ばれた契約、 |五主はとこしえにその契約をみこころにとめられる。 |四彼はわれわれの神、主にいます。 つねにそのみ顔をたずねよ。

彼らのために王たちを懲しめて、この国からほかの民へ行った。

三天は喜び、地はたのしみ、

聖なる装いをして主を拝め。供え物を携えて主のみ前にきたれ。 こせ、誉と威厳とはそのみ前にあり、 力と喜びとはその聖所にある。 三さもろもろの民のすべての神はむなしい。 Im 主は大いなるかたにいまして、 わが預言者たちに害を加えてはならない」と。 世界は堅く立って、動かされることはない。 三〇全地よ、そのみ前におののけ。 In そのみ名にふさわしい栄光を主に帰せよ。 栄光と力とを主に帰せよ。 三、もろもろの民のやからよ、主に帰せよ しかし主は天を造られた。 もろもろの神にまさって、恐るべき者だからである。 もろもろの民の中にくすしきみわざをあらわせ。 IM もろもろの国の中にその栄光をあらわし、 日ごとにその救を宣べ伝えよ。 三全地よ、主に向かって歌え。 さわってはならない 三言われた、「わが油そそがれた者たちに いとほめたたうべき者、サーク

されたすべてのことにしたがって燔祭の壇の上に朝夕たえず \*<や まえ っか しゅ ドクとその兄弟である祭司たちはギベオンにある高き所で主 トンの子オベデ・エドムおよびホサは門守であった。 これ祭司ザ エドムとその兄弟たちは合わせて六十八人である。またエド II ダビデはアサフとその兄弟たちを主の契約の箱の前にとめます。 サンドマー はこまえ その時すべての民は「アアメン」と言って主をほめたたえた。 の幕屋の前に仕え、四つ主がイスラエルに命じられた律法にしる おいて、常に箱の前に仕え、日々のわざを行わせた。『<オベデ・おいて、常には) まき こか ロッカざを行わせた。『<オベデ・ 三六イスラエルの神、 そうすればあなたの聖なるみ名に感謝し、 もろもろの国民の中から Ell また言え、「われわれの救の神よ、 三 そのとき林のもろもろの木も主のみ前に喜び われわれを集めてお救いください。 In 主に感謝せよ、主は恵みふかく、 主は地をさばくためにこられるからである。 とこしえからとこしえまでほむべきかな」と。 あなたの誉を誇るでしょう。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 田畑とその中のすべての物は喜べ。 われわれを救

≡ 海とその中に満つるものとは鳴りどよめき

もろもろの国民の中に言え、「主は王であられる」と。

l)

よびその他の聖歌のための楽器をとって音楽を奏し、 しみの世々限りなきことについて主に感謝した。四二すなわち 燔祭を主にささげた。四一また彼らとともにヘマン、ぱんさい しゅ ヘマンおよびエドトンは彼らとともにいて、ラッパ、シンバルお かの選ばれて名をしるされた者どもがいて、 主のいつく エドトンお エドトン

四三こうして民は皆おのおの家にの子らは門を守った。 福するために帰って行った。 帰れ i) ダビデはその家族 を

### 第 一七章

ンに言った、「見よ、わたしは香柏の家に住んでいるが、主の契約っさてダビデは自分の家に住むようになったとき、預言者ナター なたとともにおられるから、すべてあなたの心にあるところを 「箱は天幕のうちにある」。 = ナタンはダビデに言った、「神があば」 できて

移ったのである。≒わたしがすべてのイスラエルと共に歩んだらうった。家に住まわず、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にら今日まで、家に住まわず、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にら今日まで、家に住まわず、『主はこう言われる、わたしの住むなるとせてはならない。┱わたしはイスラエルを導き上った日かとが、というではない。まるから、当にはこう言われる、わたしの住むない。まるの夜、神の言葉がナタンに臨んで言った、四「行ってわたし」をあった。 すべての所で、 わたしの民を牧することを命じたイスラエルの

彼らを植えつけ、彼らを自分の所に住ませ、重ねて動くことのななれている。というできないないないできないないなる者の名のような名をあなたに得させよう。ヵ地の上の大いなる者の名のような名をあなたに得させよう。ヵなたのすべての敵をあなたの前から断ち去った。わたしはまたなたのすべての敬 こ)こうこえと 建てられることを告げる。 こ あなたの日が満またあなたのもろもろの敵を征服する。かつわたしは主があない - 異Vyy = エードーードーードーードーードーードーードーート を牧場から、羊に従っている所から取って、わたしの民イスラまきば、ひっとしたが、『万軍の主はこう仰せられる、「わたしはあなたい。 たの子、すなわちあなたの子らのひとりを、あなたのあとに立てち、あなたの先祖たちの所へ行かねばならぬとき、わたしはあな に、 を、 となり、彼はわたしの子となる。 あろう。 て、 エルの君とし、<あなたがどこへ行くにもあなたと共におり、あ だろうか』と。

と、

と、

と、

と、

と、

と、

とい

と、

とい

のし

もべ

ダビデ

に イスラエルの上にさばきづかさを立てた時からこのかたのよう いようにしよう。10また前のように、すなわちわたしがわが民 わたしのために香柏の家を建てないのか」と言ったことがある さばきづかさのひとりに、ひと言でも、「どうしてあなたがたは、 、去らない。 あなたのさきにあった者から取り去ったように、彼からは取なり、彼はわたしの子となる。 わたしは、わたしのいつくしみ 今う。わたしは長く彼の位を堅くする。I≡わたしは彼の父のう。わたしは長く彼の位を堅くする。I≡彼はわたしのために家を建てるでいまさく。タピードードードードードードードードードート 悪い人が重ねてこれを荒すことはないであろう。 四四 かえって、 わたしは彼を長くわたしの家に、 わたしは

スマニで、ダビデ主は、はいって主の前に座して言った、「主なる神よ、わたしがだれ、わたしの家がなんであるので、あなたはこれまでわたしを導かれたのですか。こま神よ、これはあなたの目には小さな事です。主なる神よ、あなたはしもべの家について、はるか後の事を語って、きたるべき代々のことを示されました。「人しもべの名誉については、ダビデはこの上あなたに何を申しあげることができましょう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましょう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましょう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましよう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましよう。あなたはしもべを知っておら申しあげることができましよう。あなたはしもべのために、またあなたのにしたがって、このもろもろの大いなる事をなし、すべてのがにしたがって、このもろもろの大いなる事をなし、すべてのがにしたがって、このもろもろの大いなる事をなし、すべてのがないにしたがって、名を得られたものではありませんか。ここあなたのほかに神はありません。ここまた地上のどの国民が、あなたのほかに神はありません。ここまた地上のどの国民が、あなたの民イスラエルを長くあなたの民とされました。主じるよ、あなたは彼らの神となられたのです。ここそれゆえきよ、あよ、あなたがものなど、人口の家について語られた言葉を長く堅くなたがしもべと、しもべの家について語られた言葉を長く堅くなたがしもべと、しもべの家について語られた言葉を長く堅くなたがしもべと、しもべの家について語られた言葉を長く堅くなたがしもべと、しもべの家について語られた言葉を長く堅くなたがした。

して、あなたの言われたとおりにしてください。ニュそうすればして、あなたの前に長く続かせてくださるように。主よ、あなたの祝 福されるものは長く祝 福を受けるからです」。なたの祝 福されるものは長く祝 福を受けるからです」。なたの祝 福されるものは長く祝 福を受けるからです」。なたの祝 福されるものは長く祝 福を受けるからです」。

# 第一八章

馬はみなその足の筋を切った。まその時ダマスコのスリヤびとこ。彼はまたモアブを撃った。モアブびとはダビデのしもべとこ。彼はまたモアブを撃った。モアブびとはダビデのしもべとこの後後ビデは他から戦車一千、騎兵七千人、歩兵二万人を取った。ダビデはまた、ハマテのゾバの王ハダデゼルがユフラテ川のほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとして行ったとき彼を撃った。ほとりに、その記念碑を建てようとしてがという。まるの時ダマスコのスリヤびとこの後後がビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーこの後がビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーこの後がビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーこの後がビデはペリシテびとを撃ってこれを征服し、ペリシーに、

治め、そのすべての民に公道と正義を行った。「五ゼルヤの子ヨという」を持ている。「四こうしてダビデはイスラエルの全地を勝利を与えられた。「四こうしてダビデはイスラエルの全地をダビデのしもべとなった。主はダビデにすべてその行く所でダビデの につかわして、彼にあいさつさせ、かつ祝を述べさせた。 ハダデの軍勢を撃ち破ったことを聞き、10その子ハドラムをダビデ玉が見にハマテの王トイはダビデがゾバの王ハダデゼルのすべてしまっ 盾を奪って、エルサレムに持ってきた。<またハダデゼルの町テえられた。tダビデはハダデゼルのしもべらが持っていた金の ち殺した。ここダビデはエドムに守備隊を置き、エドムびとは皆ここゼルヤの子アビシャイは塩の谷で、エドムびと一万八千を撃っ 銀および青銅のさまざまの器を贈ったので、こダビデ王はこれぎだれと戦って、これを撃ち破ったからである。ハドラムは金、ゼルと戦 ゼルはかつてしばしばトイと戦いを交えたが、ダビデはハダデ のしもべとなった。主はダビデにすべてその行く所で勝利を与 がゾバの王 どの諸国民のうちから取ってきた金銀とともに、主にささげた。 をエドム、 ンはそれを用いて青銅の海、 ブハテとクンからダビデは非常に多くの青銅を取った。 スリヤに守備隊を置いた。スリヤびとはみつぎを納めてダビデ アブは軍の長、 スリヤびと二万二千人を殺した。^そしてダビデはダマスコの モアブ、アンモンの人々、ペリシテびと、アマクレな ハダデゼルを助けるために来たので、 アヒルデの子ヨシャパテは史官、「^アヒトブの 柱および青銅の器を造った。 ハドラムは金、 ダビデはその ソロ モ

長、ダビデの子たちは王のかたわらにはべる大臣であった。
書記官、「モエホヤダの子ベナヤはケレテびととペレテびとの書きかん」
子ザドクとアビヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは子ザドク

# 第一九章

使者をつかわした。ダビデのしもべたちはハヌンを慰めるため゛。そしてダビデは彼をその父のゆえに慰めようとして゛。 シの子ハヌンに、彼の父がわたしに恵みを施したように、恵みを 代って王となった。ニそのときダビデは言った、「わたしはナーこの後アンモンの人々の王ナハシが死んで、その子がこれ をつかわして、 が れますか。 したことによって、あなたは彼があなたの父を尊ぶのだと思わ はハヌンに言った、「ダビデが慰める者をあなたのもとにつかわ アンモンの人々の地に来たが、三アンモンの人々のつかさたち まって、その後帰りなさい」。 らである。 来て、この人たちのされたことをダビデに告げたので、彼は、 そこで王は言った、「ひげがのびるまでエリ 彼のしもべたちが来たのは、この国をうかが 彼らを迎えさせた。 その人々が非常に恥じたか これに

0

とその軍隊を雇い入れたので、彼らは来てメデバの前に陣を騎兵を雇い入れた。ますなわち戦車三万二千およびマアカのまった。とといった。ますなわち戦車三万二千およびマアカのまった。というないがあり、およびゾバから戦車と かって戦おうとして近づいたとき、スリヤびとは彼の前から逃こうしてヨアブが自分と一緒にいる民と共にスリヤびとに向しょう。どうか、主が良いと思われることをされるように」。「四しょう。どうか、「シャーより 張った。そこでアンモンの人々は町々から寄り集まって、戦いまった。そこでアンモンの人々は町々から寄り集まって、戦いとその軍隊を雇い入れたので、彼らは来てメデバの前に陣をとって、なれた。 言った、「もしスリヤびとがわたしに手ごわいときは、わたしをの手にわたして、アンモンの人々に対して備えさせ、三そして 備えをした。また助けに来た王たちは別に野にいた。 ぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱい かわしたので、ヵアンモンの人々は出て来て町の入口に戦いのかわしたので、ヵアンモンの人々は出て来て町の入口に戦いの に出動した。ハダビデはこれを聞いてヨアブと勇士の全軍をつ 助けてください。もしアンモンの人々があなたに手ごわいとき びとに対して備え、こ そのほかの民を自分の兄 弟アビシャイ スアンモンの人々は自分たちがダビデに憎まれることをしたという。 げた。「ヸアンモンの人々はスリヤびとの逃げるのを見て、 れの民のためと、われわれの神の町々のために、勇ましくしま イスラエルのえり抜きの兵士のうちから選んで、これをスリヤ 10時にヨアブは戦いが前後から自分に向かっているのを見て、 わかったので、ハヌンおよびアンモンの人々は銀千タラントを もまたヨアブの兄弟アビシャイの前から逃げて町にはいった。 あなたを助けましょう。三勇ましくしてください。 われわ

そこでヨアブはエルサレムに帰った。

れたのを見て、ダビデと和を講じ、彼に仕えた。スリヤびとは再れ、ハダデゼルのしもべたちは味方の者がイスラエルに打ち敗られ、ハダデゼルのしもべたちは味方の者がイスラエルに打ち敗られた。 の備えをしたとき、彼はダビデと戦った。「<しかしスリヤびといの備えをした。ダビデがこのようにスリヤびとに対して戦いとく集め、ヨルダンを渡り、彼らの所に来て、これに向かって戦とく集め、ヨルダンを渡り、沈 がイスラエルの前から逃げたので、ダビデはスリヤびとの戦 の率いるユフラテ川の向こう側にいるスリヤびとを引き出しれたのを見て、使者をつかわし、ハダデゼルの軍の長ショパクス びアンモンびとを助けることをしなかった。 の兵七千、歩兵四万を殺し、また軍の長ショパクをも殺した。こ た。「ゎこの事がダビデに聞えたので、彼はイスラエル | 大しかしスリヤびとは自分たちがイスラエルの前に打ち敗ら をことご

## 第二〇章

れを滅ぼした。こそしてダビデは彼らの王の冠をその頭からなどデはエルサレムにとどまった。ヨアブはラバを撃って、 りはなした。その金の重さを量ってみると一タラント、 いてアンモンびとの地を荒し、行ってラバを包囲した。 - 春になって、王たちが戦いに出るに及んで、ヨアブは軍勢を率 なが、でいます。 中に宝石があった。これをダビデの頭に置いた。ダビデはまなが、ほうせき 頭からず またそ ` \_ 取と

に帰った。 たその町のぶんどり物を非常に多く持ち出した。三また彼れ のうちの民を引き出して、これをのこぎりと、鉄のつるはしと、 はそ

の

巨人から生れた者であった。t彼はイスラエルをののしったのまさん。 できましん ちょうしょ いっぱん はいがあった。 彼もまたいで きょしん かいがあったが、そこにひとりの背の高い人がいた。その手のたか びとシベカイが巨人の子孫のひとりシパイを殺した。四この後ゲゼルでペリシテびとと戦いが起った。その四 ついに征 家来たちの手に倒れた。 らはガテで巨人から生れた者であったが、ダビデの手とその ダビデの兄弟シメアの子ヨナタンがこれを殺した。^ これ そのやりの柄は機の巻棒のようであった。^またガテに その時 かれらは ホシャ

たちに言った、「あなたがたは行って、ベエルシバからダンまで スラエルを数えさせようとした。 = ダビデはヨアブと軍の将校 時き にサタンが起ってイスラエルに敵し、ダビデを動かしてイ

> められるのですか。どうしてイスラエルに罪を得させられるのなたのしもべではありませんオ 抜く者が四十七万人あった。ゟしかしヨアブは王の命令を快しぬ。まる。とれているぎを抜く者が百十万人、ユダにはつるぎを た。 来た。まそしてヨアブは民の総数をダビデに告げた。 なたのしもべではありませんか。どうしてわが主はこの事を の民を百倍に増されるように。 = ヨアブは言った、「それがどのくらいあっても、 としなかったので、レビとベニヤミンとはその中に数えなか 行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰って イスラエルを数え、 その数を調べてわたしに知らせなさ しかし王わが主よ、 どうか主がそ 彼らは皆あ すなわち

T

三月の間、 罪を犯しました。しかし今どうか、しもべの罪を除いてくださへそこでダビデは神に言った、「わたしはこの事を行って大いにょこの事が神の目に悪かったので、神はイスラエルを撃たれた。 『あなたは選びなさい。三すなわち三年のききんか、 その一つを選びなさい。 い。わたしは非常に愚かなことをいたしました」。ヵ主はダビデ こがデはダビデのもとに来て言った、「主はこう仰せられます、 い、『主はこう仰せられる、わたしは三つの事を示す。 の先見者ガデに告げて言われた、一〇「行ってダビデに言いなさ あなたのあだの前に敗れて、敵のつるぎに追いつか わたしはそれをあなたに行おう』と」。 あなたは あるいは

に時に主の使はガデに命じ、ダビデが上って行って、

エブスび

るか、あるいは三日の間、主のつるぎすなわち疫病がこの国になすべきか決めなさい」。 l = ダビデはガデに言った、「わたしま常に悩んでいるが、主のあわれみは大きいゆえ、わたしを主は非常に悩んでいるが、主のあわれみは大きいゆえ、わたしをものするか』。 いま、わたしがどういう答をわたしをつかわしたものは常常に悩んでいるが、主のあわれみは大きいゆえ、わたしをしまって、主の使がイスラエルの全領域にわたって滅ぼすことをあって、主の使がイスラエルの名ぎすなわち疫病がこの国にるか、あるいは三日の間、主のつるぎすなわち疫病がこの国にてください」。

国 そこで主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルでとのうち七万人が倒れた。 ま神はまたみ使をエルサレムにひとのうち七万人が倒れた。 ま神はまたみ使をエルサレムにひとき、主は見られて、この災を悔い、その滅ぼすみ使に言いた。 ま ダビデが目をあげて見ると、主の使がまさに滅ぼそうとされたが、み使がまさに滅ぼそうときれたが、み使がまさに滅ぼそうとき主ので、ダビデが目をあげて見ると、主の使が地と天の間にいた。 ま ダビデが目をあげて見ると、主の使が地と天の間にいた。 ま ダビデが目をあげて見ると、主の使が地と天の間にいたので、ダビデと長 老たちは荒布を着て、ひれ伏した。 ま そ してダビデは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしではありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。しかありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。しからでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしではありませんか。 罪を犯し、悪い事をしたのはわたしです。 しかもでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかもでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかしてダビデは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかもでは神に言った、「民を数えよと命じたのはわたしです。 しかし変を手をわたしと、わたしの父の家にむけてください。 しかし変をあなたの民に下さないでください」。

主がみ使に命じられたので、彼はつるぎをさやにおさめた。これは、のないので、では、これに天から火を下して答えられた。これまた上。は燔祭の祭壇の上に天から火を下して答えられた。これまたい、一つの祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をささげて、主を呼んだ。所に一つの祭壇を築き、燔祭と酬恩祭をささげて、上のいれた。 を買います。わたしは主のためにあなたのものを収るここと、というでは、「いいえ、わたしはじゅうぶんな代価を払ってこれいに言った、「いいえ、わたしはじゅうぶんな代価を払ってこれ 身をかくした。三 ダビデがオルナンに近づくと、オルナンは目めたが、ふりかえってみ使を見たので、ともにいた彼の四人の子は **燔祭のために、打穀機をたきぎのために、麦を素祭のためにささ** ナンはダビデに言った、「どうぞこれをお取りなさい。そして玉りいうぶんな価をとってこれをわたしに与えなさい」。三二オル デを拝した。三ダビデはオルナンに言った、「この打ち場の所を上げてダビデを見、打ち場から出て来て地にひれ伏してダビ に従って上って行った。 io そのときオルナンは麦を打ってい したが のま 、 させた。 n そこでダビデはガデが主の名をもって告げた言葉 て、オルナンに払った。ニベこうしてダビデは主のために、その げます。 わが主の良しと見られるところを行いなさい。わたしは牛を め、そこに主のために一つの祭壇を築きます。 をわたしに与えなさい。わたしは災が民に下るのをとどめるた とオルナンの打ち場で主のために一つの祭壇を築くように告げ ん」。これでダビデはその所のために金六百シケルをはかっ ません。また、費えなしに燔祭をささげることをいたしませ わたしは皆これをささげます」。「四ダビデ王はオルナ あなたは、その

たからである。 
こへその時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にこへその時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたった。 
こへ その時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたからである。 
こへ その時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたからである。 
こへ その時ダビデは主がエブスびとオルナンの打ち場で自分にたからである。

### 第二二章

わたしは彼の父となる。わたしは彼の王位をながくイスラエル彼はわが名のために家を建てるであろう。彼はわが子となり、れ、彼の世にわたしはイスラエルに平安と静穏とを与える。10 てはならない、 ラエルについてモーセに命じられた定めとおきてとを慎んで守い。 に。 われたように、あなたの神、 なたと共にいまし、あなたを栄えさせて、主があなたについて言 れた、『おまえは多くの血を流し、大いなる戦争をした。 ようと志していた。 言った、「わが子よ、 \*そして彼はその子ソロモンを召して、イスラエルの神、 るならば、 あなたに守らせてくださるように。こあなたがもし、 イスラエルの上に立たせられるとき、あなたの神、主の律法を、 めに家を建てることを命じた。セすなわちダビデは うちにあって主の家のために金十万タラント、 こただ、どうか主があなたに分別と知恵を賜い、あなたを 彼の世にわたしはイスラエルに平安と静穏とを与える。10歳の世にわたしはイスラエルに平安と静穏とを与える。10歳の世におる。 あなたは栄えるであろう。 おののいてはならない。 へところが主の言葉がわたしに臨んで言いるところが主の言葉がわたしに臨んで言い わたしはわが神、 主の家を建てさせてくださるよう 心を強くし、 主の名のために家を建て 一四見み、 銀百万タラン わたしは苦難 主がイス おまえ 主ゅの モンに

青銅、鉄もおびただしくある。たって守っなさい。ごうゝござせいとうで、おり刻む者、工作に巧みな各種の者がある。二、金、銀、や木を切り刻む者、工作に巧みな各種の者がある。二、金、銀、や木を切り刻む者、 く備えた。 あなたと共におられるように」。 なければならない。 また材木と石をも備えた。 また青銅と鉄を量ることもできないほどおびただし 「Hあなたにはまた多数の職人、すなわち石木と石をも備えた。あなたはまたこれに加え

はあなたがたとともにおられるではないか。四方に泰平を賜口モンを助けるように命じて言った、「<「あなたがたの神、主」をジビデはまたイスラエルのすべてのつかさたちにその子ソ るその家に、主の契約の箱と神の聖なるもろもろの器を携え入めなさい。たって主なる神の聖所を建て、主の名のために建てめなさい。 れなさい」。

- ダビデは老い、その日が満ちたので、その子ソロモンをイスラ エルの王とした。

ニダビデはイスラエルのすべてのつかさおよび祭司とレビびと を集めた。ヨレビびとの三十歳以上のものを数えると、その男の

> 人は主の家の仕事をつかさどり、六千人はつかさびと、およびさ数が三万八千人あった。『ダビデは言った、「そのうち二万四千数が ばきびととなり、1 四千人は門を守る者となり、また四千人はさ リの組に分けた。 ビデは彼らをレビの子らにしたがってゲルション、コハテ、メラ んびのためにわたしの造った楽器で主をたたえよ」。^そしてダ

人。皆シメイの子で、ニャハテはかしら、ジザはその次、エウあった。 10 シメイの子らはヤハテ、ジナ、エウシ、ベリアの四あった。 氏族となった。 シとベリアは子が多くなかったので、ともに数えられて一つの ミテ、ハジエル、ハランの三人。これらはラダンの氏族の長でいた。 らのエヒエルとゼタムとヨエルの三人。ヵシメイの子らはシロ ゲルションの子らはラダンとシメイ。<ラダンの子らは、かし

七

祝る かたれて、主の前に香をたき、主に仕え、常に主の名をもってその子らとともに、ながくいと聖なるものを聖別するために分れている。 三コハテの子らはアムラム、イヅハル、ヘブロン、ウジエ が ゼル。「ヾゲルションの子らは、かしらはシブエル。 のうちに数えられた。「ヨモーセの子らはゲルションとエリエ ルの子らは、 四人。ミアムラムの子らはアロンとモーセである。 「福することをなした。」四神の人モーセの子らはレビの部族 なかった。 かしらはレハビヤ。 かしレハビヤの子らは非常に多かった。 エリエゼルにはこのほかに \_ t るために分っている エリエ ル ゼ

る。 とキシ。ミニエレアザルは男の子がなくて死に、ただ娘たちだけ ニメラリの子らはマヘリとムシ。マヘリの子らはエレアザル ヅハルの子らは、 とった。ここムシの子らはマヘリ、エデル、エレモテの三人であ であったが、キシの子であるその身内の男たちが彼女たちをめ 三0 ウジエルの子らは、かしらはミカ、 はエリヤ、次はアマリヤ、第三はヤハジエル、第四はエカメアム。 かしらはシロミテ。「カヘブロンの子らは長子」 次はイシアである。

れ

供え物、油をまぜとせる切かり、素祭の麦粉、ある。これまた供えのパン、素祭の麦粉、ある。これまた供えのパン、素祭の麦粉、ある。これまた供えのパン、素祭の麦粉、 しゅ へゃ せきら 歳以上の者が数えられた――ニハ彼らの務はアロンの子系と力 きいいじょう もの かぞ さいいじょう もの かぞ しゃん たす はない。ニモー―ダビデの最後の言葉によって、レビびとは二十はない。ニモー―ダビデの最後の言葉によって、レビびとは二十 ものを清めること、そのほか、すべて神の家の働きをすることでけて主の家の働きをし、庭とへやの仕事およびすべての聖なる歳以上の者が数えられた――ニス彼らの務はアロンの子孫を助歳います。 感謝し、さんびし、夕にもまたそのようにし、三 また安息日とがえしゃ ゆう かんしゃ ひ大きさを量ることをつかさどり、三0 また朝ごとに立って主にび大きさを 新月と祭日に、主にもろもろの燔祭をささげるときは、絶えず主』の語のできます。 ニャレビびとは重ねて幕屋およびその勤めの器物をかつぐこと 三四これらはその氏族によるレビの子孫であって、 油をまぜた供え物をつかさどり、またすべて分量およりです。 種入れぬ菓子、焼いたたねい その人数が数

> い。『『このようにして彼らは会見の幕屋と聖所の務を守り、主の前にその命じられた数にしたがってささげなければならなの。非常である。』 の家の働きのためにその兄弟であるアロンの子らに仕えなけい。はたら、はたら、この兄弟の兄弟の兄弟の母の子のことのできょうだい。 ばならない」。

### 第 匹

子孫で氏族の長である十六人と、イタマルの子孫で氏族の長で上来へ、しゃく、ちょうでとが多かった。それでエレアザルの子孫のうちよりも長たる人々が多かった。それでエレアザルのれの勤めにつけた。『エレアザルの子孫のうちにはイタマルの女々マルの子孫アヒメレクの助けによって彼らを分けて、それぞタマルのしゃん - アロンの子孫の組は次のとおりである。 すなわちアロ との氏族の長たちの前で、これを書きしるした。 と祭司ザドクとアビヤタルの子アヒメレクと祭司およびレビび もにエレアザルの子孫とイタマルの子孫から出たからである。じによって分けられた。聖所のつかさ、および神のつかさは、と ある者八人にこれを分けた。πこのように彼らは皆ひとしく、 はその父に先だって死に、子がなかったので、エレアザルとイタ らはナダブ、アビウ、エレアザル、イタマル。ニナダブとアビウ アザルのために氏族一つを取れば、 マルが祭司となった。三ダビデはエレアザルの子孫ザドクとイ イタマルの子孫で氏族の長 イタマルのためにも一つを すなわちエレ ンの

取がた。

スメラリの子らはマヘリとムシ。ヤジアの子らはベノ。ニャメラスの子らのうちではヤハテ。ニュースの子らのうちではヤハテ。ニュースの子らのうちではヤハテ。ニュースの子らのうちではヤハテ。ニュースの子らのうちではヤハテ。ニュースの子らのうちではシュバエル。シュバエルの子らのうちではシュバエル。シュバエルの子らのうちではシュバエル。シュバエルの子らのうちでははエデヤ。ニーレハビヤハジエル、第四はエカメアム。ニョウジスはアマリヤ、第三はヤハジエル、第四はエカメアム。ニョウジスの子らのうちではシュバエル。シュバエルの子らのうちでははエデヤ。ニーレハビヤハジエル、第四はエカメアム。マンアの子らはベノ。ニャメラリの子らはマヘリとムシ。ヤジアの子らはベノ。ニャメランの子らのうちではエディンの子のうちではシュバエル。シュバエルの子らのうちではエディンの子の子がはイシア。イシアの子らはベノ。ニャメランの子の子がエルの子らはベノ。ニャメランの子の子が大力ではカーマーによっている。マンアの子の子の子のうちではカリである。すなわちアムこのこのほかのレビの子孫は次のとおりである。すなわちアム

# 第二五章

エリアタ、ギダルテ、ロマムテ・エゼル、ヨシベカシャ、マロテ、キャストを勤めのために分かち、琴と、立琴と、シンバルをもって子らを勤めのために分かち、琴と、立琴と、シンバルをもって子らを勤めのために分かち、琴と、立琴と、シンバルをもって子らを勤めのために分かち、琴と、立琴と、シンバルをもって主ばり、エサヤ、ハシャビヤ、マッタテヤの六人で、琴をもって主ゼリ、エサヤ、ハシャビヤ、マッタテヤの六人で、琴をもって主だり、エサヤ、ハシャビヤ、マッタテヤの子たちはゲダリヤ、である。三エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三エドトンについては、エドトンの子たちはゲダリヤ、である。三エドトンについては、エドトンの子たちはゲッシャ、マロテ、マッタニヤ、ウジエル、シブエル、エレモテ、ハナニヤ、アサレルを表した。

兄弟たち、 百八十八人であった。<彼らは小なる者も、大なる者も、教師もたうことのために訓練され、すべて熟練した兄弟たちの数は二たが、でいています。 まったい ない しょくれん きょうだい ない しょくれん きょうだい ない かれ しゅくれん しゅうたい およびヘマンは王の命の下にあった。 も 彼らおよび主に歌をうおよびへマンは王の命の下にあった。 もれれ しゅうたい 人。10第三はザックルに当った。その子たちおよびその兄弟によった。 の者は皆その父の指揮の下にあって、主の宮で歌をうたい、シンはヘマンに男の子十四人、女の子三人を与えられた。^これら 当った。その子たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。」 に当った。彼とその兄弟たちおよびその子たち、合わせて十二。 ヵ第一のくじはアサフのためにヨセフに当り、第二はゲダリヤ 生徒も皆ひとしくその務のためにくじを引いた。 バルと立琴と琴をもって神の宮の務をした。アサフ、エドトン て十二人。こち第十はシメイに当った。 その子たちおよびその兄弟たち、 びその兄弟たち、合わせて十二人。「馬第八はエサヤに当った。 第六はブッキヤに当った。その子たちおよびその兄弟たち、ポット゚ およびその兄弟たち、合わせて十二人。三第五はネタニヤに マッタニヤに当った。その子たちおよびその兄 弟たち、 わせて十二人。四第七はアサレラに当った。その子たちおよ したがって高くされた王の先見者へマンの子たちであった。 合わせて十二人。二第四はイヅリに当った。その子たち。 マハジオテである。耳これらは皆、神がご自身の約束に 合わせて十二人。「^第十一はアザリエルに当った。 合わせて十二人。「六第九は その子たちおよびその 合わせ 合ぁ

ち、

人。 三、第十八はハナニに当った。その子たちおよびその兄弟 合わせて十二人。 ニュ第十六はハナニヤに当った。その子たち第十五はエレモテに当った。その子たちおよびその兄弟たち、当った。その子たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。ニュッカ 二人。三第二十四はロマムテ・エゼルに当った。 ちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。これ第二十はエリアタ たち、 びその兄弟たち、合わせて十二人。三第十四はマッタテヤに ジオテに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。 IIO第二十三はマ シャに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 て十二人。この第十三はシュバエルに当った。その子たちおよ その子たちおよびその兄弟たち、合わせて十二人。」れ第十二は よびその兄弟たち、合わせて十二人であった。 およびその兄弟たち、合わせて十二人。この第十七はヨシベカ ハシャビヤに当った。その子たちおよびその兄弟たち、 合わせて十二人。これ第二十二はギダルテに当った。 合わせて十二人。 〒第十九はマロテに当った。その子た 、合わせて十二 その子たち 合わせて十 そ の 子: 合わ

た力ある人々で、合わせて六十二人、みなオベデ・エドムに属すた力ある人々で、合わせて六十二人、みなオベデ・エドムに属す彼らはその子たちおよびその兄弟たちと共にその勤めに適しめる人々であった。<これらは皆オベデ・エドムの子孫である。 ベデ、エルザバデで、エルザバデの兄弟エリウとセマキヤは力者となった。

ますなわちシマヤの子たちはオテニ、レパエル、オ数人の子が生れ、有能な人々であったので、その父の家を治めるまさん。 マヤ、 人あって、皆力ある人々であった。このメラリの子孫ホサにも子になって、皆かある人々であった。このメラリの子孫ホサにも子 ル、 ヵ 三はテバリヤ、 たちがあった。 る者である。カメシレミヤにも子たちと兄弟たち合わせて十八 である。 ヤの子たちは、 ちは合わせて十三人である。 はエリヨエナイである。四オベデ・エドムの子たちは、 門を守る者 第四はヤテニエル、軍第五はエラム、第六はヨハナン、第七 父はこれをかしらにしたのであった。 次はヨザバデ、第三はヨア、 アサフの子孫のうちのコレの子メシレミヤ。 の組織 そのかしらはシムリ、 長子はゼカリヤ、 第四はゼカリヤである。 は次のとおりである。 次はエデアエル、第三はゼバデ 第四はサカル、 っこ。このなヒルキヤ、第 これは長子ではなかった ホサの子たちと兄 弟た すなわちコラびとの 第五はネタネ ニメシレミ 長子はシ ぅ  $\frac{-}{\circ}$ 門が彼れ じ、

リの たちと同様に務をなして、主の宮に仕えた。 のくじがこれに当った。」五オベデ・エドムには南の その子たちには含のくじ、「エシュパムとホサには西の門のいくじがこれに当った。」五オベデ・エドムには南の門のく 子孫であった。 れらは門を守る者の組の長たる人々であれらは門を守る者の組の長たる人々であ 三彼らはそれぞ って、 氏族にしたがっ その兄 また

ある。 ションびとの子孫で、ゲルションびとの氏族の長はエヒエリで かさどった。ニーラダンの子孫すなわちラダンから出かさどった。ニーラダンの子孫すなわちラダンから出いというというないというない。 Iたゲル 0) 倉台 を

つ

三エヒエリ、 わちモー ンびと、 倉をつかさどった。 □ アムラムびと、 二 五 その兄 弟でエリエ ウジエルびとのうちでは次のとおりであった。 \*\*\*\*\*\*\*・・・・ジレルら出た者は、その子はレハセの子ゲルショムの子シブエルは倉のつかさでありジエルひとのミキュー)、 ゼタムおよびその兄 弟だい ヨエルの子たちは イヅハルびと、 主ゅの ロすな ブロ 宮み

の

ねずめ、 勇士千七百人があって、ヨルダンのこなた、すなわち西の方でイ ダビデ王は彼とその兄弟など氏族の長たち二千七百人の勇士 をルベンびと、 ロンびとの長であったが、ダビデの治世の第四十年に彼らを尋いている。 三、ヘブロンびとのうちでは、系図と氏族によってエリヤがヘブ ≡o ヘブロンびとのうちでは、 ニホイヅハルびとのうちでは、ケナニヤとその子たちが、つかさ スラエルの監督となり、 およびさばきびととしてイスラエルの外事のために選ばれた。 て神につける事と王の事とをつかさどらせた。 ギレアデのヤゼルで彼らのうちから大勇士を得た。言言 ガドびと、 主のすべての事を行い、王に奉仕した。 マナセびとの半部族の監督となし、す ハシャビヤおよびその兄 弟など

率い、その子アミザバデがその組にあった。セ四月の第四の将はでき、スこのベナヤはかの三十人のうちの勇士であって三十人をた。スこのベナヤはかの三十人のうちの勇士であって三十人をエホヤダの子ベナヤが長であって、その組には二万四千人あって、ヤッジを だ。 子孫であるペロンびとヘレヅであって、その組には二万四千人には二万四千人あった。10七月の第七の将はエフライムのには二万四千人あった。10七月の第七の将はエフライムの 月の第六の将はテコアびとイッケシの子イラであって、その組がのだりです。 できり とびとシャンモテであって、その組には二万四千人あった。 ヵ 六 のかしらであった。四二月の組はアホアびとドダイがこれを率あった。三彼はペレヅの子孫で、正月の軍団のすべての将たち とシベカイであって、その組には二万四千人あった。 ヨアブの兄弟アサヘルであって、その子ゼバデヤがこれに次い率い、その子アミザバデがその組にあった。モ四月の第四の将はひき いた。その組には二万四千人あった。ヨ三月の第三の将は祭司いた。その組には二万四千人あった。ヨ三月の第三の将は祭司により、ことのという。 万四千人あった。ニまず第一の組すなわち正月の分はザブデエ すべての事をなして王に仕えたが、その数にしたがえば各組がくるかった。 よびつかさたちは年のすべての月の間、「イスラエルの子孫のうちで氏族の長、」 あった。| 八月の第八の将はゼラびとの子孫であるホシャび ル の子ヤショベアムがこれを率いた。 その組には二万四千人あった。<五月の第五の将はイズラ の将はベニヤミンの子孫であるアナトテびとアビエ その組には二万四千 千人の長、 月ごとに交替して組 百人の長、 三九月 ロゼル

の半部族のつかさはゼカリヤの子イド。ベニヤミンのつかさは、サビットンのつかさはペダヤの子ヨエル。三 ギレアデにあるマナセジャン はミカエルの子オムリ。」れゼブルンのつかさはオバデヤの子つかさはダビデの兄弟のひとりエリウ。イッサカルのつかさ つかさはマアカの子シパテヤ。」セレビびとのつかさはケムエ 子孫であるピラトンびとベナヤであって、その組には二万四千 二万四千人あった。「四十一月の第十一の将はエフライム」 ゼルヤの子ヨアブは数え始めたが、これをなし終えなかった。 イシマヤ。 ルの子ハシャビヤ。アロンびとのつかさはザドク。 - ^ ユダの ルベンびとのつかさはヂクリの子エリエゼル。シメオンびとの スラエルを天の星のように多くすると言われたからである。 しかしダビデは二十歳以下の者は数えなかった。主がかつてリエル。これらはイスラエルの部族のつかさたちであった。 アブネルの子ヤシエル。ニニ゙ダンのつかさはエロハムの子アザの半部族のつかさはゼカリヤの子イド。ベニヤミンのつかさは エフライムの子孫のつかさはアザジヤの子ホセア。 ネトパびとヘルダイであって、その組には二万四千人あった。 ラびとの子孫であるネトパびとマハライであって、 あって、 - なおイスラエルの部族を治める者たちは次のとおりである。 《あった。 | 氧十二月の第十二の将はオテニエルの子孫である 数えることによって怒りがイスラエルの上に臨んだ。 その組には二万四千人あった。こ十月の第十の将はゼ ナフタリのつかさはアズリエルの子エレモテ。io 主がかつてイ マナセの半 その組には また ≣  $\mathcal{O}$ 

> その数はダビデ王の歴 歴代志に載せなか \*\*だいし の

シャロンで飼う牛の群れをつかさどり、アデライの子シャパテり、ヨアシは油の倉をつかさどり、エホシャロンびとシテライは 彼らは皆ダビデ王の財産のつかさであった。 どう畑から取ったぶどう酒の倉をつかさどり、「ヘゲデルびとバ とオビルはらくだをつかさどり、 り、ニホ ケルブの子エズリは地を耕す農夫をつかさどり、ニェ ラマ ヨナタンは田野、町々、村々、もろもろの塔にある倉をつかさど つかさどり、゠゙ハガルびとヤジズは羊の群れをつかさどった。 はもろもろの谷におる牛の群れをつかさどり、三〇イシマエルび アル・ハナンは平野のオリブの木といちじく桑の木をつかさど テびとシメイはぶどう畑をつかさどり、 ニョ アデエルの子アズマウテは王の倉をつかさどり、ウジヤの子 メロノテびとエデヤはろばを シプミびとザブデはぶ

補佐であった。三三アヒトペルは王の議官。アルキびとホシャ学者であった。また彼とハクモニの子エヒエルは王の子たちのがいよ 三 またダビデのおじヨナタンは議官で、 \*\*\*\* イ ホヤダおよびアビヤタル。 は王の友であった。三四アヒトペルに次ぐ者はベナヤの子 王の軍の長はヨアブであった。 知恵ある人であ り

# 第二八章

ダビデはイスラエルのすべての長官、 すなわち部族の長、王 仕えた組の長、千人の長、百人の長、王とその子たちのすべての が高さなからくのつかさ、宦官、有力者、勇力などをことごと くエルサレムに召し集めた。ニそしてダビデ王はその足で立ち 上がって言った、「わが兄弟たち、わが民よ、わたしに聞きなさい。わたしは主の契約の箱のため、われわれの神の足台のため に安住の家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く のために家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く のために家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く のために家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く のために家を建ててはならない。おまえは軍人であって、多く の血を流したからである』と、四それにもかかわらず、イスラエルの祖とけられた。ましかし神はわたしの父の家を選び、カたしを選んでかしらと し、ユダの家のうちで、わたしを喜び、全イスラエルの王とせられた。すなわちユダを選んでかしらと し、ユダの家のうちで、わたしを喜び、全イスラエルの主とはわたしに多くの子を賜わり、そのすべての子らのうちで、わたしを喜び、全イスラエルの主とせられた。本主はまたわたしに言われた、『おまえの子ソロモンを選び、これを主の国の位にすわらせて、イスラエルを治めさせようとせられた。本主はまたわたしに言われた、『おまえの子ソロモンを選び、これを主の国の位にすわらせて、イスラエルを治めさせようとせられた。本主はまたわたしに言われた、『おまえの子ソロモンがわが家およびわが庭を造るであろう。わたしは後輩んでわが子となしたからである。わたしはなの父となる。も彼がもし今日のように、わが戒めとわがおきてを置く守って行うならば、わたしはその国をいつまでも堅くするであろう』と。へそれゆえいま、主の会でなる全イスラエルのるであろう』と、へそれゆえいま、主の会でなる全イスラエルのもの前およびわれわれの神の聞かれる所であなたがたに勧め

こうしてダビディ神殺の節およびその家、その食、その上のる。あなたがたはその神、主のすべての戒めを守り、これを求める。あなたがたはその神、主のすべての戒めを守り、これを求める。あなたがたの後の子孫に長く嗣・またがまして伝えることができる。かを悟られるからである。あなたがもし彼を求めるならば彼らいを悟られるからである。あなたがもし彼を求めるならば彼は長くあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたは慎みなさくあなたを捨てられるであろう。10 それであなたはしかならばたい。主はあなたを強くしてこれを行いなさい」。

ここうしてダビデは神殿の廊およびその家、その倉、そのおのおいた。ここうしてダビデは神殿の廊およびとの紙についてもおの出ったもろもろの勤めに用いるすべてのもの、すなわち主の宮の庭、け、こまた祭司およびレビびとの組と、主の宮のもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、おけ、こまた祭司およびレビびとの組と、主の宮のもろもろの勤めに用いるすべての金の器物について授け、国またもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、およびもろもろの勤めに用いるすべての金の器を造る金の目方、おいまでは、台の大きでは、までは、からないまでは、までは、からないまでは、までは、からないまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、そのおのおの場がた。これまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、そのおのおいまでは、そのおのおいまでは、そのおのおりからな、その方は、そのおのおりからないまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、またいまでは、

のの机のために金の自方を定め、また銀の八へとのにも銀を定め、また母さし、鉢、かめに用いる純金の目方を定め、金の日方を定め、金の目方を定め、金の目方を定め、金の目方を定め、一、また香の岩のの目方を定め、「ハまた香の祭壇のためにもおのおのの目方を定め、「カまた香でがってなされるため、これについてもおのおのの目方を定め、「カまた香でいるケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、また翼を伸べて主の契約の箱をおおっているケルビムの金が、またものにより、これをことごとく明らかにした。
この ダビデはその子ソロモンに言った、「あなたは心を強くし、勇んでこれを行いなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務ある。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務ある。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務ある。主はあなたを離れず、あなたを捨てず、ついに主の宮の務ある。またのからでもろの勤めのためには祭司とレビびとの組がある。またもろもろの勤めのためには祭司とレビびとの組がある。またもろもろの勤めのためには祭司とレビびとの組がある。またもろの音じるところをことごとく行うでしょう」。

# 第二九章

だひとりを選ばれた者であるが、まだ若くて経験がなく、この「ダビデ王はまた全会、衆に言った、「わが子ソロモンは神がた」。

に加えて、 長、百人の長および王の工事をつかさどる者たちは喜んでささ ションびとエヒエルの手によって神の宮の倉に納めた。π彼らのタラントをささげた。<宝石を持っている者はそれをゲル げ物をした。セこうして彼らは神の宮の務のために金五千タラ 物のために、銀は銀の物のために、すべて工人によって造られる。そのもろもろの建物の壁をおおうためにささげる。五金は金のそのものもろの建物の壁をおおうためにささげる。五金は金のでできる。かく に喜んだ。 \* そこで氏族の長たち、イスラエルの部族のつかさたち、千人のいる。 のように喜んでささげ物をするだろうか」。 もののために用いる。だれかきょう、主にその身をささげる者。 げる。四すなわちオフルの金三千タラント、精銀七千タラントを の宮に熱心なるがゆえに、聖なる家のために備えたすべての物象や、からなった。まで、いまでは、大理石などおびただしい。『なおわたしはわが神まざまの宝石、大理石などおびただしい。』なおわたしはわが神なる。 えた。すなわち金の物を造るために金、銀の物のために銀、青いまでは、またのでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、 事業は大きい。この宮は人のためではなく、主なる神のためだい。 そのみずから進んでささげたのを喜んだ。ダビデ王もまた大 がこのように真心からみずから進んで主にささげたので、 ント一万ダリク、銀一万タラント、青銅一万八千タラント、鉄十 た。その他縞めのう、はめ石、アンチモニイ、色のついた石、 の物のために青銅、鉄の物のために鉄、木の物のために木を備しまった。 からである。こそこでわたしは力をつくして神の宮のために わたしの持っている金銀の財宝をわが神の宮にささ z

今わたしはまた、こここうううここ~ほうようでささげました。わたしは正しい心で、このすべての物を喜んでささげました。わたしは知っています。 先祖たちのように、旅びとです、寄留者です。われわれの世にあせんでたいたのです。「ヨわれわれはあなたの前ではすべてのたにささげたのです。」ヨわれわれはあなたの前ではすべての 四四 たもの、また皆あなたのものです。これわが神よ、あなたは心をうとしてわれわれが備えたこの多くの物は皆あなたの手から出 れの神、主よ、あなたの聖なる名のために、あなたに家を建てよる日は影のようで、長くとどまることはできません。「木われわ を大いならしめ、 す。あなたは万有のかしらとして、あがめられます。三富と誉るものも皆あなたのものです。主よ、国もまたあなたのもので も、 は、 なたの手には勢いと力があります。 とはあなたから出ます。あなたは万有をつかさどられます。 と、勝利と、威光とはあなたのものです。天にあるもの、 言った、「われわれの先祖イスラエルの神、
\*\*\* の物はあなたから出ます。 しえにほむべきかたです。ニー主よ、大いなることと、 |〇そこでダビデは全会||衆の前で主をほめたたえた。 しかしわれわれがこのように喜んでささげることができて いま、あなたに感謝し、 わたしは何者でしょう。わたしの民は何でしょう。すべて 強くされます。 ニーわれわれの神よ、われわれいと力があります。あなたの手はすべてのものい われわれはあなたから受けて、 あなたの光栄ある名をたたえます。 主よ、あなたはとこ 、力と、栄光 ダビデは ・ 地 に あ あな あ

ください」。
ください」。

なたことごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建てさせて
これをことごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建てさせて
これをことごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建すさせて
これをことごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建するのと
これをことごとく行わせ、わたしが備えをした宮を建てさせて

るしている。

代って王とされました。『ここ・クタートークの父ダビデに大いなるいつくしみを示し、しの父ダビデに大いなるいつくしみを示し、

って王とされました。π主なる神よ、どうぞわが父ダビデに

#### 第

主の前の青銅の祭壇に番祭一千ととくずこ。
しゅ、また、せいどう、さいだん、はんさいた。スソロモンはそこに上って行って、会見の幕屋のうちにあるた。スソロモンはそこに上って行って、会見の幕屋のうちにある の所の主の幕屋の前にあり、ソロモンおよび会衆は主に求めまたホルの子であるウリの子ベザレルが造った青銅の祭壇がそまたホルの子であるウリの子ベザレルが造った青銅の祭壇がそエルサレムでこれのために天幕を張って置いたからである。)ヵ 氏族のかしらたちに告げた。゠そしてソロモンとイスラエルのの長、さばきびとおよびイスラエルの全地のすべてのつかさ、 全会衆はともにギベオンにある高き所へ行った。主のしもべせんかいしゅう こソロモンはすべてのイスラエルびと、すなわち千人の長、 神、主が共にいまして彼を非常に大いなる者にされた。これでは、これでは、これでは、ままでは、ままでは、ませいではその国に自分の地位を確立し、ダビデの子ソロモンはその国に自分の地位を確立し、 れのために る。º□(しかし神の箱はダビデがすでにキリアテ·ヤリムから、こ モーセが荒野で造った神の会見の幕屋がそこにあったからであ 夜、神はソロモンに現れて言われた、 さばきびとおよびイスラエルの全地のすべてのつか 備えた所に運び上らせてあった。ダビデはさきに、 「あなたに何を与え した。 百にん その

の後の者も、このようなものを得ないでしょう」。ここそれからので、ものないほどの富と宝と誉とをあなたに与えよう。あなたたことのないほどの富と宝と賞とをあなたにあた ソロモンはギベオンの高き所を去り、会見の幕屋の前を去って、 なたを憎む者の命をも求めず、また長命をも求めず、 の事があなたの心にあって、富をも、宝をも、 ばくことができましょうか」。 1 神はソロモンに言われた、「こ を与えてください。だれがこのような大いなるあなたの民 の前に出入りすることのできるように今わたしに知恵と知識と くの民の上にわたしを立てて王とされたからです。 約束された事を果してください。 エルサレムに帰り、イスラエルを治めた。 あなたは地 のちり ほまれ 誉をも、 Ó) いような多 またあ をさ

ムの王のもととに置いた。「五王は銀と金を石のようにエルー万二千人あった。ソロモンはこれを戦車の町々と、エルサーのコーンは戦車と騎兵とを集めたが、戦車一千四百両、騎「四ソロモンは戦車と騎兵とを集めたが、戦車一千四百両、騎 — 七 な ソロモンが馬を輸入したのはエジプトとクエからであった。す レムに多くし、 わち王の貿易商人がクエから代価を払って受け取って来た。 頭を銀百五十で輸入した。 彼らはエジプトから戦車一両を銀六百シケルで輸入し、 香柏を平野のいちじく桑のように多くした。「☆ 同じようにこれらのもの のが彼らに ールサレ 騎へい ゖ

よってヘテびとのすべての王たち、 およびスリヤの王たちにも

緋ひ

安息日、新月、およびわれらの神、主の定めの祭に朝夕ささげ、からした。 しょうこうばしい 香をたき、常供のパンを供え、また燔祭を前にこうばしい香をたき、常供のパンを供え、また燔祭をまる。 しょうく せいくう かま はんさい の名のために一つの家を建て、これを聖別して彼にささげ、かれてように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主れたように、わたしにもして下さい。四見よ、わたしはわが神、主 てることができましょうか。わたしは何者ですか、彼のために天も彼を入れることができないのに、だれが彼のために家を建て、かれての神よりも大いなる神だからです。ギしかし、天も、諸天のべての神よりも大いなる神だからです。さいかし、天も、諸天のす。エ またわたしの建てる家は大きな家です。われらの神はすす。エ またわたしの建てる家は大きな家です。われらの神はす 人をつかわして言わせた、「あなたはわたしの父ダビデに、その 住むべき家を建てるために香柏を送られました。どうぞ彼にさす を負う者七万人、山で石を切り出す者八万人、これらを監督する。 ために一つの王宮を建てようと思った。ニそしてソロモンは荷に これをイスラエルのながく守るべき定めにしようとしていま 家を建てるというのも、 さてソロモンは主の名のために一つの宮を建て、 です。 千六百人を数え出した。゠ソロモンはまずツロのヒラムに ただ彼の前に香をたく所に、ほかならながれまえ、こうところ また自分の

> 砕いた小麦二万コル、大麦二万コル、ぶどう酒二万バテ、油二なものですから。10 わたしは木を切るあなたのしもべたちに の材木を備えさせてください。わたしの建てる家は非常に広大される。 なたのしもべたちと一緒に働かせ、ヵわたしのためにたくさん ぞレバノンから香柏、 ムのわたしの工人たちと一緒に働かせてください。 りをわたしに送って、父ダビデが備えておいたユダとエルサレ わきまえているのを知っています。わたしのしもべたちも、 わたしはあなたのしもべたちがレバノンで木を切ることをよく 万バテを与えます」。 青糸の織物にくわしく、また彫 いとすぎ、びゃくだんを送ってください。 対の術に巧みな工人ひと Λ またどう

知恵を授けて、主のために宮を建て、また自分のために、王 宮崎 まっきょう まっぱい まっきゅう かい これに分別とほむべきかな。彼はダビデ王に賢い子を与え、これに分別と 三ヒラムはまた言った、「天地を造られたイスラエルの神、主はない。」 を建てることをさせられた。

凝らしてもろもろりに手、は糸の織物にくわしく、はいというないというにいる。 まままの はいとく ひいと ないという はいという はいという かいという きんぎん せいどう かいしい きんぎん せいどう いっしい きんぎん せいどう いっしい きんぎん せいどう のごう ます。「四彼はダンの子孫である女を母とし、ツロの人を父と」「いまわたしは達人ヒラムという知恵のある工人をつかわし てもろもろの工作をします。 、 またよくもろもろの彫刻をし、 木の細工および紫糸、青糸、 彼を用いてあなたの工人 意匠を

#### 第三章

の縫い取りを施した。

梁、敷居、壁および戸をおおい、壁の上にケルビムを彫りつけた。はりしまいかであった。t彼はまた金をもってその宮、すなわち、ワイムの金であった。t彼はまた金をもってその宮、すなわち、 糸、紫 糸、緋糸および亜麻糸で垂幕を造り、その上にケルビムいと せらざきいと かいと かまいと たれまく っく 足で立ち、その顔は拝殿に向かっていた。1四ソロモンはまた青まで た かい はばでん はい のケルビムの翼は広げると二十キュビトあった。かれらは共にのケルビムの翼は広げると二十キュビトあった。かれらは共に 二十キュビト、幅も二十キュビトである。彼は精金六百タラン 三他のケルブの一つの翼も五キュビトで、宮の壁に届き、ほ の壁に届き、ほかの翼も五キュビトで、他のケルブの翼に届き、かないというできょう。 あった。すなわち一つのケルブの一つの翼は五キュビトで、 でおおった。こケルビムの翼の長さは合わせて二十キュ であった。彼はまた階上の室も金でおおった。
トをもってこれをおおった。れその釘の金の重さは五十シケル を施 の翼も五キュビトで、先のケルブの翼に接していた。ここれらっぱさ ・彼は至聖所に木を刻んだケルビムの像を二つ造り、これを \*\*\* こせいじょ \*\*\* \*\*\*\* した。<また宝石をはめ込んで宮を飾った。 その金に 世はパル 金ん

一本を北の方に立て、南の方のをヤキンと名づけ、北の方のをした。 これではこの柱を神殿の前に、一本を南の方に、の上につけた。これではこの柱を神殿の前に、一本を南の方に、の上につけた。これではこの柱を神殿の前に、一本を南の方に、柱の頂につけ、ざくろ百を造ってその鎖のような鎖を造って、柱の頂につけ、ざくろ百を造ってその鎖おのおのの柱の頂に五キュビトの柱頭を造った。これでは首節はのおのがに柱を二本造った。その高さは三十五キュビト、これでは宮の前に柱を二本造った。その高さは三十五キュビト、これでは宮の前に柱を二本造った。その高さは三十五キュビト、これでは宮の前に柱を二本造った。その高さは三十五キュビト、

ボアズと名づけた。

#### 第四章

一ソロモンはまた青銅の祭壇を造った。その長さ二十キュビーソロモンはまた青銅の祭壇を造った。その長さ二十キュビト、高さ十キュビトである。ニ彼はまた海を鋳ト、幅二十キュビトで、その周囲は綱をもって測ると三十キュビトあった。ニ海の下には三十キュビトであって、周囲は円形をなた。大ながあって、海の周囲を囲んでいた。そのひさごは二並びで、海があった。ニ海の下には三十キュビトの周囲をめぐるひさごの形があって、海の周囲を囲んでいた。そのひさごは二並びで、海があった。ニ海の下には三十キュビトの周囲をめぐるひさごのおがあった。海の周囲を囲んでいた。そのひさごは二並びで、海ががあって、海の周囲を囲んでいた。海は十二の牛の上に置かれ、その三つは北に向かい、三つは西に向かい、三つは南に向かい、三つは東に向かっていた。海はその上に置かれ、牛のうしろは東に向かっていた。海はその厚さは手の幅で、その縁は杯の縁のように、ゆりの花に似せて造られた。海には水を三千バテ入のように、ゆりの花に似せて造られた。海には水を三千バテ入のように、ゆりの花に似せて造られた。海には水を三千バテ入のように、なができた。木彼はまた物を洗うために洗盤十個を造った。石個を南側に、五個を北側に置いた。その中で燔祭に用いて、五個を南側に、五個を北側に置いた。その中で燔祭に用いて、五個を南側に、五個を北側に置いた。その中で燔祭に用いるものを洗った。しかし海は祭司がその中で身を洗うためであった。

の南側に五個、北側に五個を置き、また金の鉢百を造った。 れ彼の南側に五個、北側に五個を置き、ハまた机十個を造り、神殿の中でない。 これが はまた金の燭台十個をその定めに従って造り、拝殿の中のも彼はまた金の燭台十個をその定めに従って造り、拝殿の中のあった。

こ ヒラムはまたつぼと、 世ののの はないただき かなわち二本はソロモン王のため、神の宮の工事を終えた。 こ すなわち二本はソロモン王のため、神の宮の工事を終えた。 こ すなわち二本のだらいただき たま はじらいだだき かな 世の質にある柱 頭の二つの揺細工と、 三 その二つの網細工のためのざくろ四百、このざくろはおのおの網細工と、 三 その二つの網細工のためのざくろ四百、このざくろはおのおの網細工と、 三 での生を造った。 1 たま をおおう二つの網細工と、 三 その二つの網細工のためのだらいただき たま をおおう二つの網細工と、 三 その二つの網細工のためのだらいただき たま さりなどすべてこれらの器 物を、達人ヒラムはソロモン王のため、上の 宮のために、 250 世の第0 世の第0 世の第0 とこ と 主はヨルダンの低地で、スコテとゼレダの間の粘土の地でこれを鋳た。 1 へ このようにソロモンはこれらのすべての器 物を非常に多く造ったので、その青銅の重 量は、量ることができな非常に多く造ったので、その青銅の重 量は、量ることができないといる。 1 とうムはまたつぼと 1 にゅうのき はか 2 にゅうのき はか 2 にゅうのき はか 3 にゅうのき はか 3 にゅうのき はか 4 にゅうのき はか 4 にゅうのき はか 5 にゅうのき ない 5 にゅうにゅう 5 にゅう 5 にゅう

#### 第五章

のほ とう なわち祭司とレビびとがこれらの物をり上げた。 まん はい かいけん 幕くや まくや うっゃ かいけん まくや まくや まくや はい かいけん まくや まくや はい かいけん まくや まくや しどびとたちは箱を取回 イスラエルの長 老たちが皆きたので、レビびとたちは箱を取回 イスラエルの長 老たちが皆きたので、レビびとたちは箱を取回 イスラエルの長 まりらう をおおった。πさおは長かったので、さおの端が本殿の前の聖所箱の所の上に伸べていたので、ケルビムは上から箱とそのさおは、といった。 うとして、イスラエルの長老たちと、すべての部族のかしらたニソロモンは主の契約の箱をダビデの町シオンからかつぎ上ろっぽ 至聖所のうちのケルビムの翼の下に置いた。<ケルビムは翼をしせいじょうないと、「ままり」と、「ままりは主の契約の箱をその場所にかつぎ入れ、宮の本殿である」。 けいさく はい エルの会衆は皆箱の前で羊と牛をささげたが、その数が多くかつぎ上った。<ソロモン王および彼のもとに集まったイスラかっ。 めた。ヨイスラエルの人々は皆七月の祭に王のもとに集まった。ちと、イスラエルの人々の氏族の長たちをエルサレムに召し集ちと、イスラエルの人々の氏族の長たちをエルサレムに召し集 こにある。 て、調べることも数えることもできなかった。セこうして祭司た よびもろもろの器物を携えて行って神の宮の宝蔵に納めた。 はイスラエルの人々がエジプトから出て来たとき、 から見えた。 こうしてソロモンは主の宮のためにしたすべての工事を終っ そしてソロモンは父ダビデがささげた物、 10箱の内には二枚の板のほか何もなかった。これは、このでは、これのは、これのほかのでは、これのできない。 しかし外部には見えなかった。さおは今日までそ すなわち金銀 主が彼らと

栄光が神の宮に満ちたからである。 ちは雲のゆえに立って勤めをすることができなかった。主のちは雲のゆえに立って勤めをすることができなかった。im 祭司たと言ったとき、雲はその宮すなわち主の宮に満ちた。im 祭司たと言ったとき、雲はその宮すなわち主の宮に満ちた。im 祭司たそのあわれみはとこしえに絶えることがない」

### 第六章

こしかしわたしはあなたのために高き家、「主はみずから濃き雲の中に住まおうと言われた。そこでソロモンは言った、

■ そして王は顔をふり向けてイスラエルの全会 衆を祝 福した。とこしえのみすまいを建てた」。 ぜんかいしゅう しゅくぶく とこしえのみすまいを建てた」。

われたように、イスラエルの位に座し、イスラエルの神、主の名を行われた。すなわちわたしは父ダビデに代って立ち、主が言を行われた。あなたの腰から出るあなたの子がわたしの名のてはならない。あなたの腰から出るあなたの子がわたしの名のではならない。あなたの腰から出るあなたの子がわたしの名のよりはならない。あなたの腰から出るあなたの子がわたしの名のではならない。あなたの腰から出るあなたの子がわたしの名のではならない。あなたの心にこれが表 キュビト、高さ三キュビトの青銅の台を造って、庭のまん中にすて、手を伸べた。 ニソロモンはさきに長さ五キュビト、幅五て、手を伸べた。ニソロモンは含み、 なが、 この祭壇の前にこっこ ソロモンはイスラエルの全会 衆の前、主の祭壇の前にたった。 心にあった。<しかし主は父ダビデに言われた、『わたしの名の』)。 \* わが名を置くために、ただエルサレムだけを選び、またわが民なる。 他のだれをもわが民イスラエルの君として選んだことがない。ためもろの部族のうちから、どの町をも選んだことがなく、また。 ら、わたしはわが名を置くべき家を建てるために、イスラエルのら、わたしはわが名を置くべき家を建てるために、イスラエルの ち主は言われた、π『わが民をエジプトの地から導き出した日かに約束されたことを、その手をもってなし遂げられた。すなわ のために家を建てた。こわたしはまた、主がイスラエル イスラエルを治めさせるために、ただダビデだけを選んだ』。 イスラエルの神、主の名のために家を建てることは、父ダビデの ラエルの神、 れた主の契約を入れた箱をそこに納めた」。 主はほむべきかな。主は口をもってわが父ダビデ の人々なとびと 七

父ダビデに約束されたことを守られました。」しもべらに、いつくしみを施し、「ヵあなたの 神、主よ、どうぞ、あなたのしもベダビデに言われた言葉を確認がない。」もそれゆえ、イスラエルのダビデのためにお守りください。」もそれゆえ、イスラエルの してください。 座する人がわたしの前に欠けることはない』と言われたことを、 えがわたしの前に歩んだように、おまえの子孫がその道を慎ん なたのしもべ、わたしの父ダビデに、あなたが約束して、『おま るとおりであります。「^それゆえ、イスラエルの神、 て約束されたことを、手をもってなし遂げられたことは、今日見 なたは契約を守られ、心をつくしてあなたの前に歩むあなたのまた。 まき の神、主よ、天にも地にも、あなたのような神はありません。 で、わたしのおきてに歩むならば、おまえにはイスラエルの位に でひざをかがめ、その手を天に伸べて、 えて置いたので、彼はその上に立ち、イスラエルの全会となった。 四四 言った、「イスラエ あなたが口をもっ しもべ、 主よ、あ わたしの 衆の

所に向かってお開きください。どうぞ、しもべがこの所に向いて、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、しかしかければ、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、しかしかがれば、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、は、しかし神は、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、は、いかしかは、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、いかしかは、はたして人と共に地上に住まわれるでしょうに、

ゆるしください。 あなたのすみかである天から聞き、聞いておお聞きください。あなたのすみかである天から聞き、聞いておなたの民イスラエルがこの所に向かって祈る時に、その願いをかってささげる祈をお聞きください。三 どうぞ、しもべと、あかってささげる

この島であなたの前に折りようならば、宝かられるとき、来てこの宮で、あなたの外道の前に誓うならば、悪人に報いをなして、その行いの報いをそのこうべに帰し、義人悪人に報いをなして、その行いの報いをそのこうべに帰し、義人悪人に報いをなして、その行いの報いをそのこうべに帰し、義人悪人に報いをなして、その義にしたがってその人に報いてください。を義として、その義にしたがってその人に報いてください。を義として、その義にしたがってその人に報いてください。のに、敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたの名をあめに、敵の前に敗れた時、あなたに立ち返って、あなたが彼らとう聞き、あなたの民イスラエルが、あなたの祭壇の前に誓うならば、がめ、この宮であなたの前に祈り願うならば、言 あなたが彼らとう聞き、あなたの民イスラエルが、あなたに対して罪を犯し、言いをすることを求めた。あるたの民イスラエルの罪をゆるして、あなたが彼らとう聞き、あなたの民イスラエルの罪をゆるして、あなたが彼らとなり、おの方にない。というないのであるというないのであるというない。

いなご、青虫があるか、または敵のために町の門の中に攻め囲まいなご、青虫があるたに罪を犯したために、天が閉ざされて、雨がなく、あなたが彼らを苦しめられるとき、彼らがこの所に向がなく、あなたが彼らを苦しめられるとき、彼らがこの所に向がなく、あなたがあるたの名をあがめ、その罪を離れるならば、こもかって祈り、あなたの名をあがめ、その罪を離れるならば、こもかって祈り、あなたの名をあがめ、その罪を離れるならば、こもかって祈り、あなたの名をあがめ、その罪を離れるならば、こもかって祈り、あなたがあるか、もしくは変病、立ち枯れ、腐り穂、これの罪をしている。

にあなたを恐れさせ、あなたの道に歩ませてください。 いひとりか、あるいはあなたの民イスラエルが皆おのおのその いの悩みを知って、この宮に向かい、手を伸べるならば、どんな心の悩みを知って、この宮に向かい、手を伸べるならば、どんな心の悩みを知っておられるからです。三 あなたがわれわずべての道にしたがって報いてください。ただあなただけがすすべての道にしたがって報いてください。ただあなただけがすすべての人の心を知っておられるからです。三 あなたがわれわべての人の心を知っておられるからです。三 あなたがわれわれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるか、どんな災害、どんな病気があっても、これもれることがあるからない。

この言が、あなたの名によって呼ばれることを知るにいたるでしょう。 たこの宮が、あなたの名を知り、あなたを恐れ、またわたしが建てるだい。そうすれば地のすべての民はあなたの民イスラエルください。そうすれば地のすべての民はあなたの民イスラエルください。そうすれば地のすべての民はあなたの民イスラエルください。そうすれば地のすべての民はあなたの民イスラエルください。おなたの名を知り、あなたを恐れ、またわたしが建てのように、あなたの名を知り、あなたを恐れ、またわたしが建ている。 でしょう。

けください。 三木彼らがあなたに対して罪を犯すことがあって、けください。 三木彼らがあなたに対して罪を聞いて彼らをお助らば、三重あなたは天から彼らの祈と願いとを聞いて彼らをお助らば、三重あなたの民が敵と戦うために、あなたがつかわされる道に三四あなたの民が敵と戦うために、あなたがつかわされる道に三四あなたの民ができ、たちかのと、から、おなたがつかわされる道に三四あなたの民ができただがっために、あなたがつかわされる道に

第七章

にわたし、敵が彼らを捕虜として遠い地あるいは近い地に引いたかれるの生をできる。ませし、彼らが捕われて行った地で、みずから省なたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれの地で心をつくし、精神をつくしてあなたに強い、『われわれは罪を犯れの地で心をつくし、精神をつくしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた地、あなたが選ばれた町、わたしがあなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるなたの名のために建てたこの宮に向かって祈るならば、まれるながなるかである天から、彼らの祈と願いとを聞いて彼らを助け、あなたに向かって罪を犯したあなたの民をおゆるしください。200 わが神は、どうぞ、この所でささげる祈にあなたの目をでき、あなたの耳を傾けてください。

主は恵みふかく、

四でして王と民は皆主の前に犠牲をささげた。五 ソロモン王のささげた犠牲は、牛二万二千頭、羊十二万頭であった。こうしき。 ない ない ととなえさせたもので、ダビデが彼らの手によってさん感謝するために造ったもので、ダビデが彼らの手によってさんがない」ととなえさせたものである。祭司はその持ち場に立ち、レびをささげるとき、「そのいつくしみは、とこしえに絶えることがない」ととなえさせたものである。祭司はその時ち場に立ち、レがない」ととなえさせたものである。祭司はその時によってさんがない」ととなえさせたものである。祭司はその時によってさんがない」ととなえさせたものである。祭司は彼らの前でラッパを吹き、すべてのイスラエルびとは立っていた。 ないき まだれ まん はんき しゅうおんさい まん はんさい というなんだい その前にある庭の中を聖別し、その所で、はんぎ、しゅうおんざい ちょう なき まん はんさい そのがったからである。

行ったが、10七月二十三日に至ってソロモンは民をその天幕や12な ではらは七日の間、祭壇奉献の礼を行い、七日の間 祭をいた。彼らは七日の間、祭壇奉献の礼を行い、七日の間 祭をいた。かれ なぬか あいだっきいた。カそして八日目に聖会を開あり、非常に大きな会衆であった。カそして八日目に聖会を開めり、非常に対しなるまでのすべてのイスラエルびとが彼と共にエジプトの川に至るまでのすべてのイスラエルびとが彼と共にエジプトの前に至るまでのすべてのイスラエルびとが彼と共に こにとどめるために、この宮を選び、かつ聖別した。 わたしの目の目を開き、 耳を傾ける。 1<今わたしはわたしの名をながくこの目を開き、 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* その悪い道を離れるならば、わたしは天から聞いて、その罪をゆれるわたしの民が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求め、れるわたしの民が、もしへりくだり、祈って、わたしの顔を求め、 に選んで、犠牲をささげる家とした。これたしが天を閉じて雨えられた、「わたしはあなたの祈を聞き、この所をわたしのためい。」 は疫病を民の中に送るとき、「四わたしの名をもってとなえらい。」 たみ なか まく をなくし、またはわたしがいなごに命じて地の物を食わせ、また の事を首尾よくなし遂げた。三時に主は夜ソロモンに現れています。」。また。 に施された恵みのために喜び、かつ心に楽しんで去った。 に帰らせた。皆主がダビデ、ソロモンおよびその民イスラエル常 歩んだようにわたしの前に歩み、わたしが命じたとおりにすべ とわたしの心は常にここにある。」ゎあなたがもし父ダビデの その地をいやす。「五今この所にささげられる祈にわたし 時ソロモンは七日の間祭を行った。 わたしの定めとおきてとを守るならば、 ハマテの入口から 一入わたしは

する。に欠けることがない』と言ったとおりに、あなたの王の位を堅くに欠けることがない』と言ったとおりに、あなたの文ダビデに契約して『イスラエルを治める人はあなたあなたの父ダビデに契約して『イスラエルを治り

これしかし、あなたがたがもし翻って、わたしがあなたがたの前に、主はこのすべての災を彼らの上に下したのである』と言うであろう」。

#### 第八章

にイスラエルの人々を住ませた。これで、そこっまたソロモンはヒラムから送られた町々を建て直して、そこっソロモンは二十年を経て、この家と自分の家とを建て終った。

ソロモンはまたハマテ・ゾバを攻めて、これを取った。四彼は

Ξ

し終えたときまで、その工事の準備をことごとくなしたので、主いし、またレビびとをその勤めに任じて、毎日定めのように知に任じ、またレビびとをその勤めに任じて、毎日定めのようにいき、また倉の事について、王の命令にそむかなかった。につき、また倉の事について、王の命令にそむかなかった。につき、また倉の事について、王の命令にそむかなかった。にっき、また倉の事について、王の命令にそむかなかった。は、このようにソロモンは、主の宮の基をすえた日からこれをない。このようにソロモンは、主の宮の基をすえた日からこれをないまった。このようにソロモンは、主の宮の基をするといるというに、その父ダビデのおきてに従って、祭司の組を定めてその当時に任じ、またしたので、主にいる。これには、その父ダビデのおきてに従って、祭司の組を定めてその当時に任じ、またした。

もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 もとに携えてきた。 も、そこから金四百五十タラントを取って、これをソロモン王の がれたしたので、彼らはソロモンのしもべらと共にオフルへ行っかわしたので、彼らはソロモンのしもべらと共にオフルへ行っかわしたので、彼らはソロモンの世の海でにあるエジオン・ゲベーはそれからソロモンはエドムの地の海でにあるエジオン・ゲベーはそれからソロモンはエドムの地の海でにあるエジオン・ゲベーはそれからソロモンはエドムの地の海でにあるエジオン・ゲベーはそれからソロモンはエドムの地の海でにあるエジオン・ゲベーはそれからソロモンはエドムの地の海でにあるエジオン・ゲベーはそれからソロモンはエドムの地の海でにあるエジオン・ゲベーは、

#### 第九章

モンのもとに来て、その心にあることをことごとく彼に告げた。たくさんの金と宝石とをらくだに負わせて、エルサレムのソロたされの金と宝石とをらくだに負わせて、エルサレムのソローシバの全主はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバの女王はソロモンの名声を聞いたので、難問をもってソーシバのもに来て、その心にあることをことごとく彼に告げた。

しもべたちはまた、

びやくだんの木と宝石をも携えて来た。

ば

ے

九

じ

0

オフル

食物と、はソロモ さげる燔祭を見て、全く気を奪われてしまった。 服装、および彼の給仕たちとその服装、ならびに彼が主の宮でさずくそう ニソロ モンは彼女のすべての問に答えた。 こ、列座の家来たちと、その侍臣たちの伺候振りと彼らのポーット゚ サータール でしょう いっぱっぱ 常れていの知恵と、彼が建てた家を見、四 またその食 卓のにモンの知恵と、常が、た、いえ、み、 説明のできないことは一つもなかった。 ソロ ロモンが =シバの女王)が知らない 知し

て目に見 立<sup>た</sup>って、 Ł するために、あなたをその王とされ、公道と正義を行われるので れませんでした。 なたをその位につかせ、 「料と宝石とを王に贈った。シバの女王がソロモンに贈った」。ヵそして彼女は金百二十タラント、および非常に多くの」。ヵそして彼女は金百二十タラント、および非常に多くの あなたの知恵の大いなることはその半分もわたしに知らさエヒヒ見るまでは、そのうわさを信じませんでしたが、今見るエヒーターロールを あなたの神はイスラエルを愛して、とこしえにこれを堅く あなたの神、主はほむべきかな。 あなたの奥方たちはさいわいです。常にあなたの前に あなたの知恵を聞くこのあなたの家来たちはさいわい 料は、いまだかつてなかった。 から金を携えて来たヒラムのしもべたちとソロモン いたうわさは真実でした。<しかしわたしは来った、「わたしが国であなたの事と、あなたの あなたはわたしの聞いたうわさにまさってい そのうわさを信じませんでしたが、今見る あなたの神、 主のために王とされまし 主はあなたを喜び、あ

> -王ぉ かつてユダの地で見たことがなかった。 また歌うたう者のために琴と立琴を造った。 |はそのびゃくだんの木で、主の宮と王の家とに階段を造り、 このようなもの

ケルの延金を用いた。 | \* また延金の小盾三百を造った。小盾ケルの延金の大盾二百を造った。その大盾にはおのおの六百シューのできた。 ままだて 国の代言たちも金銀をソロモンに携えてきた。 | ェソロモよび国の代言たちも金銀をソロモンに携えてきた。 | ェソロモ 足台があって共に玉座につらなり、その座する所ののとなった。 の森の家に置いた。 エセ 王はまた大きな象牙の玉座を造り、純 金ヒゥ いメピ ーロン ト゚ータード トッムータムム でっぱい ドルタータムム にはおのおの三百シケルの金を用いた。王はこれらをレバノン 彼女はその家来たちと共に自分の国へ帰って行った。かのというというというというというというないの望みにまかせて、すべてその求めるものを贈ったの望みにまかせて、すべてその求めるものを贈った。 ンの森の家の器もみな純金であって、 Ξソロ ロモン王が飲むときに用いた器はみな金であった。 でこれをおおった。1~その玉座には六つの段があり、また金の の携えて来たものがあった。またアラビヤのすべての王たち 百六十六タラントであった。 I = さて一年の間にソロモンの所にはいって来た金の また十二のししが六つの段のおのおのの 望みにまかせて、すべてその求めるものを贈った。 かけがあって、 れ のような物はどこの国でも造られたことがなかった。こ なか モン王は、シバの女王が贈った物に った。 ニ これは王の船がヒラムの ひじかけのわきに二つのししが立っていた。こ 一四この ほかに貿易で 銀はソロモンの世には尊 の両側に立た 側に立た 報ぎ たほかに、 商および商 、たちを乗り またレバ っていた。 目方は六 方に、ひ 彼のじょ

象牙、さる、くじゃくを載せて来たからである。
そうけ、さる、くじゃくを載せて来たからである。
てタルシシへ行き、三年ごとに一度、そのタルシシの船が金、銀

・ レハベアムはシケムへ行った。すべてのイスラエルびとが復れていたが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われましたが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われましたが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われましたが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われましたが、今あなたの父のきびしい使役と、あなたの父が、われれれに負わせた重いくびきを軽くしてください。そうすればわわれに負わせた重いくびきを軽くしてください。そうすればわたしたちはあなたに仕えましょう」。エレハベアムは彼らに答えたしたちはあなたに仕えましょう」。エレハベアムは彼らに答えたしたちはあなたに仕えましょう」。エレハベアムは彼らに答えたしたちはあなたに仕えましょう」。エレハベアムは彼らに答えたしたちはあなたに仕えましょう」。エレハベアムは彼らに答えた、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。それで民はよった、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。それで民はよった、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。それで民はよった、「三日の後、またわたしの所に来なさい」。それで民はよった。

たちに相談して言った、「あなたがたはこの民にどう返答すればたちに相談して言った、「あなたがたはこの民にどう返答すればならば彼らは長くあなたのしもべとなるでしょう」。へしかし彼は長 老たちが与えた勧めをすてて、自分と一緒に大きくなっては長 老たちが与えた勧めをすてて、自分と一緒に大きくなっては長 老たちが与えた勧めをすて、自分と一緒に大きくなってはまる。からには、ままでは、おりには、ならば彼らは長くあなたのしもべとなるでしょう」。へしかし彼は長 老たちが与えた勧めをすて、自分と一緒に大きくなってはまる。からは、おり、またがらは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われたがたは、この民がわたしに向かって、『あなたの父上が、われり、「かんと、」

われわれはエッサイの子のうちに嗣業がない。

**つれわれはダビデのうちに何の分があろうか。** 

| x イスラエルの人々は皆、王が自分たちの言うことを聞きいれ

のを見たので、民は王に答えて言った、

まなさい」と言ったとおりに、三日目にわたしのところにます。またちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに狂は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに狂は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに正は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに正は長 老たちの勧めをすて、四若者たちの勧めに従い、彼らに正は民 でしなさい。「父はあなたがたを懲らそう」。「五このようには更にこれを重くしよう。父はむちであなたがたを懲らしたが、わたしはさる。」と言ったとおりに、三日目にレハベアムのところにまるない。」と言ったとおりに、三古目にレハベアムのところにまるない。」と言ったとおりに、本が、の子ヤラベアムに言われた言葉は口びとアヒヤによって、ネバテの子ヤラベアムに言われた言葉はいる。」は、まず、いっと、は、まず、この子であるために、神がなされたのであった。

スラエルはダビデの家にそむいて今日に至った。 エーしかしそしてイスラエルは皆彼らの天幕へ去って行った。 エーしかしたが、イスラエルの人々が石で彼を撃ち殺したので、レハベアムはユダの町をは徴募人の監督であったアドラムをつかた。 エーレハベアム王は徴募人の監督であったアドラムをつかた。 エーレハベアム王は徴募人の監督であったアドラムをつかた。 エーレルは皆彼らの天幕へ去って行った。 エーしかしるが、イスラエルは皆彼らの天幕へ去って行った。 エーしかしるジャールはダビデよ、今あなたの家を見よ」。

イスラエルよ、めいめいの天幕に

# 第一一章

こまたそのすべての町に盾とやりを備えて、これを非常に強化にし、これに軍長を置き、糧食と油とぶどう酒をたくわえ、これに軍長を置き、糧食と油とぶどう酒をたくわえ、こ 〜 へんちょう お りょうしょく あぶら しゅ ニヤミンにあって要害の町々である。 こ 彼はその要害を堅固ニヤミンにあって要害の町々である。 こ 彼はその要害を堅固ゼカ、 こ ゾラ、アヤロン、およびヘブロン。これらはユダとベゼカ、 こ ゾラ、アヤロン、およびヘブロン。これらはユダとベ アドラム、ハガテ、 そしてユダとベニヤミンを確保した。 マレシャ、 ジフ、ヵアドライム、 ラキシ、 ア

くに、タピー、・・1:/)子/ハベアムを三年の間強くした。彼びとに従ってエルサレムに来た。」もこのように彼らはユダの神、主を才せる才に与れてす。 神、主を求める者は先祖の神、主に犠牲をささげるために、レビかみ、しゅ、まと、 しゅんぞ かみ しゅ ぎせいのすべての部族のうちで、すべてその心を傾けて、イスラエルのいるべての いまくく 造った子牛のために自分の祭司を立てた。「ちまたイスラエルためである。」
ロップ ロップ さいしためである。「エヤラベアムは高き所と、みだらな神と、自分でためである。」 その子らが彼らを排斥して、主の前に祭司の務をさせなかったと領地を離れてユダとエルサレムに来た。これはヤラベアムとりょうち。はは ハベアムに身を寄せた。「四すなわちレビびとは自分の放牧地」「一イスラエルの全地の祭司とレビびとは四方の境から来てレースラエルの世代を、さい」 とった。マハラテはエッサイの子エリアブの娘 アビハイルが めとった。 らは三年の間。ダビデとソロモンの道に歩んだからである。 レハベアムはダビデの子エレモテの娘マハラテを妻にめ マアカはアビヤ、アッタイ、ジザおよびシロミテを産っ

> 糧食を多く与え、また多くの妻を得させた。
> りょうしょく おお かた おお っま え かい まっとく かい かれ かれ かい せんちほう せんちほう でんちほう せんちほう した。 そばめにまさって愛した。彼は妻十八人、そばめ六十人をめんだ。三レハベアムはアブサロムの娘マアカをすべての妻とんだ。三 で王は賢くとり行い、そのむすこたちをことごとく、 とって、男の子二十八人と女の子六十人をもうけた。ヨレハベ アムはマアカの子アビヤを立ててかしらとし、その兄 弟の長と 彼はアビヤを王にしようと思ったからである。 ユダとベニ 三それ

# 第

トの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。三その戦車はに主に向かって罪を犯したので、レハベアム王の五年にエジプにする。 すーレハベアムはその国が堅く立ち、強くなるに及んで、主のおきーレハベアムはその国が堅く立ち、強くなるに及んで、主のおき に、 なわちリビアびと、スキびと、エチオピヤびとは無数であった。 てを捨てた。イスラエルも皆彼にならった。二彼らがこのよう わたしもあなたがたを捨ててシシャクにわたした』と」。^そこ た、「主はこう仰せられる、『あなたがたはわたしを捨てたので 一千二百、騎兵は六万、また彼に従ってエジプトから来た民、 シシャクはユダの要害の町々を取り、エルサレムに迫って来 エルサレムに集まったユダのつかさたちのもとにきて言っ す

四

でイスラエルのつかさたち、および王はへりくだって、「主は正でイスラエルのつかさたち、および王はへりくだって、「主は正の主ないで、間もなく教を施す。わたしはシシャクの手によって、怒りをエルサレムに注ぐことをしない。へかれたしは彼らを滅ぼさないで、間もなく教を施す。わたしはシシャクの手によって、怒りをエルサレムに注ぐことをしない。へかれたりではられたので、主はえることと、国々の王たちに仕えることとの相違を知るためである」。

また。このそれでレハベアムがへりくだったので主の窓りはた。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。このそれでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。この子れでレハベアム王は、その代りに青銅の盾を造って、た。この子れでレハベアムがへりくだったので主の怒りは持って帰った。ニーレハベアムがへりくだったので主の怒りは持つて帰った。ニーレハベアムがへりくだったので主の怒りは持つて帰った。ニーレハベアムがへりくだったので主の怒りは持つて帰った。ニーレハベアムがへりくだったので主の怒りはなき離れ、彼を正とごとく滅ぼそうとはされなかった。またユダの事情もよくなった。

る。彼の母はアンモンの女で、名をナアマといった。「四レハベる。彼の母はアンモンの女で、名をナアマといった。回しハベアムは四十一歳のとき位につき、十七年のた。すなわちレハベアムは四十一歳のとき位につき、十七年のた。すなわちレハベアムは四十一歳のとき位につき、十七年のた。すなわちレハベアムは四十一歳のとき位とでき、十七年のた。すなわちレハベアムは四十一歳のときにつき、十七年のた。

# 第一三章

より はいりうしな 大万の精兵から成る勇敢な軍勢をもって戦いにいで 十万の精兵から成る勇敢な軍勢をもって戦いにいで はいいないである。 などがい ないがいにいで はいないが、ないがいできない。 まいだ せんそう だこ 人々よ皆聞け。mあなたがたはイスラエルの神、主が塩の契約をやとびと、みなき、これではいて言った、「ヤラベアムおよびイスラエルのライム山の上に立って言った、「ヤラベアムおよびイスラエルのや\*\*・・^\*\* とを るネバテの子ヤラベアムが起って、その主君にそむき、セまた エルの娘で、名をミカヤといった。 は三年の間エルサレムで世を治めた。 - ヤラベアム王の第十八年にアビヤがユダの王となった。 \*\*\* もってイスラエルの国をながくダビデとその子孫に賜わったこ いの備えをした。『時にアビヤはエフライムの山地にあるゼマ 無頼のともがらが集まって彼にくみし、 知らないのか。^ところがダビデの子ソロモンの 彼の母はギベアの これに向かって戦 ソロモンの子レ で、 アビヤは 家来であ ヤラベア ウリ

ユダの前にあり、

ニーヤラベアムは伏兵を彼らのうしろに回らせたので、

伏兵は彼らのうしろにあった。

四四

ユダはう の軍隊

彼れ

当ることができなかった。 ベアムに敵したが、レハベアムは若く、 かつ意志が弱くてこれ

ば

す者はレビびとである。二 彼らは朝ごと夕ごとに主に燔祭と、でも若い雄牛一頭、雄羊七頭を携えてきて、自分を聖別する者はむ。また主に仕える祭司とすることができた。「○ しかしわればあの神でない者の祭司とすることができた。「○ しかしわればかん。また主に仕える祭司とすることができた。「○ しかしわればを捨めの民がするように祭司を立てたではないか。すなわちだれ国々の民がするように祭司を立てたではないか。すなわちだればいに、ない。 の人々よ、あなたがたの先祖の神、主に敵して戦ったがというというというできならして、あなたがたを攻める。ちはラッパを吹きならして、あなたがたを攻める。 国々の民がするように祭司を立てたではないか。すなわちだれてはないの子孫である主の祭司とレビびととを追いだして、他のアロンの子孫である主の祭司とレビびととを追いだして、他の手にある主の国に敵対しようとしている。ヵまたあなたがたはず へ今また、あなたがたは大軍をたのみ、 こうばしい香をささげ、供えのパンを純金の机の上に供え、まいうばしい香をささげ、供えのパンを純金の机の上に供え、ま た金の燭台とそのともしび皿を整えて、夕ごとにともすのた。 しょくだい と共におられて、 て、あなたがたの神とした金の子牛をたのんで、ダビデの子孫に このようにわれわれはわれわれの神、主の務を守っている。 (におられて、われわれのかしらとなられ、また、その祭司ためなたがたは彼を捨てた。 Ξ 見よ、神はみずからわれわれ あなたがたは成功しない」。 主に敵して戦ってはならな またヤラベアム イスラエル が造っ であ の

でしく撃ち殺した。イステニューとの民は、彼らをおびたユダの手に渡されたので、1ヵアビヤとその民は、彼らをおびたので、1ヵイスラエルの人々はユダの前から逃げた。神が彼らをので、1ヵイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたべアムとイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたべアムとイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたべアムとイスラエルの人々をアビヤとユダの前に打ち敗られたが、からいては、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では 数個の町を彼から取った。すなわちベテルとその村里、エシャすらに まる かれ アビヤはヤラベアムを追撃して主を頼んだからである。 1 アビヤはヤラベアムを追撃しては打ち負かされ、ユダの人々は勝を得た。彼らがその先祖の神、は打ち負かされ、ユダの人々は勝を得た。彼らがその先祖の神、など、皆精兵であった。 1 <このように、この時イスラエルの人々人、皆精兵であった。 1 <このように、この時イスラエルの人々人 る。 なわちその行動と言葉は、預言者イドの注 釈にしるされてい しろを見ると、敵が前とうしろとにあったので、主に向かって、 だ。三 しかしアビヤは強くなり、妻十四人をめとり、 アビヤの世には再び力を得ることができず、主に撃たれて死ん ナとその村里、エフロンとその村里である。このヤラベアムは、 十二人、むすめ十六人をもうけた。三アビヤのその わり、 祭司たちはラッパを吹いた。」まそこでユダの人々はと 他の行為す むすこ二

#### 第 兀

穏だそ

を見えることを行った。三 彼は異なる祭壇と、もろもろの高きとして を取り除き、石柱をこわし、アシラ像を切り倒し、四 ユダに命げてその先祖たちの神、主を求めさせ、おきてと戒めとを行わせ、五 ユダのすべての町々から、高き所を取り除き、石柱をこわし、アシラ像を切り倒し、四 ユダに命じてその先祖たちの神、主を求めさせ、おきてと戒めとを行わせ、五 ユダのすべての町々から、高き所と香の祭壇とを取り除いた。そして国は彼のもとに穏やかであった。木 彼は国が穏やかた。そして国は彼のもとに穏やかであった。木 彼は国が穏やかた。そして国は彼のもとに穏やかであった。木 彼は国が穏やかた。そして国は彼のもとに穏やかであった。木 彼は国が穏やかた。そして国は彼のもとに穏やかであった。木 彼は国が穏やかた。やぐらを建て、門と貫の木を設けよう。われわれがわれわれがまる。から出た者三十万人あって、面といり、おった。 こうして彼らは滞りなく建て終った。 つりて彼は国が穏やから出た者三十万人あって、小盾をとり、弓を引いた。これはみら出た者二十八万人あって、小盾をとり、弓を引いた。これはみてでいる。

レシャまで攻めてきた。 10 アサは出て、これを迎 はあり Zかって呼ばわって言った、「主よ、 力のある者を助けることらぜパタの谷に戦いの備えをした。こ 時にアサはその神、主にいぜパタのだに ただか くな いかって呼ばわって言った、「主よ、 ´ません。 のない者を助けることも、。 われわれの神、 主じゅよ、 あなたにおいては異なること わ れ わ れをお助けくださ え、マレシャ いて、 マ

たいで、当ります。主よ、あなたはわれわれの神です。どうぞ人大軍に当ります。主よ、あなたはわれわれの神です。どうぞ人をあなたに勝たせないでください」。ニそこで主はアサの前ととは逃げ去った。ニニアサと彼に従う民は彼らをゲラルまでとは逃げ去った。ニニアサと彼に従う民は彼らをゲラルまでとは逃げ去った。ニニアサと彼に従う民は彼らをゲラルまでがラルの周囲の町々をことごとく撃ち破られたからである。ユダの前でエチオピヤびとは倒れて、生き残った者はひとりもなかった。主と主の軍勢の前に撃ち破られたからである。ユダの人々の得たぶんどり物は非常に多かった。三の恐れが彼らゲラルの周囲の町々をことごとく撃ち破った。主の恐れが彼らが見いの場合のである。そして彼らはそのすべての町をかすの上に臨んだからである。そして彼らはそのすべての町をかすの上に臨んだからである。そして彼らはそのすべての町をかすの上に臨んだからである。そして彼らはそのすべての町をかする。その内に多くの物があったからである。コーまたが高で、では、物はおおいの首との大ないので、エチオピヤびとは倒れて、生き残ったがいる者の天幕を襲い、多くの羊とらくだを奪い取って、エルサレムに帰った。

# 第一五章

間は、主もあなたがたと共におられます。 ンの人々よ、わたしに聞きなさい。 あな ば、 を求めるならば、彼に会うでしょう。 いってアサを迎え、これに言った、「アサおよびユダとベニ 時に神の霊がオデデの子アザリヤに臨んだので、ニ 彼もあなたがたを捨てられるでしょう。ミそもそも、 あなたがたが主と共におる しかし、 あなたがたが、 彼を捨てるなら 彼れ 、もし彼ポネネ イスラ は出で ヤミ て

間に寄留していた者を集めた。その神、主がアサと共におられると、まりゅう。
いの人々およびエフライム、マナセ、シメオンから来て、彼らの、ウとびと の前にあった主の祭壇を再興した。π彼はまたユダとベニヤミの前にあった主の祭壇を再興した。π彼はまたユダとベニヤミンの宮の廊き、また彼がエフライムの山地で得た町々から除き、主の宮の廊りで、また彼がエフライムの山地で得た町々から除き、主の宝の宮、世紀では、世紀では、東京は、大学での子でがしての名で、というでは、大学での子でがしている。 住民を悩ました。<国は国に、町は町に撃ち砕かれた。神がもじゅうみん(巻) くに くに まる まる う くだ かみも入る者にも、平安がなく、大いなる騒乱が国々のすべてのい。 もの あなたがたは勇気を出しなさい。手を弱くしてはならない。ろもろの悩みをもって彼らを苦しめられたからです。tしか 立ち返り、彼を求めたので彼に会った。wそのころは、出る者にた。 タネィ ゚゚゚゚。 るのを見て、イスラエルからアサのもとに下った者が多くあっ もなかった。四しかし、悩みの時、 ラッパを吹き、 殺さるべきことを約した。「mそして彼らは大声をあげて叫び、 | | すべてイスラエルの神、主を求めない者は老幼男女の別なく ールには長いない。 角笛を鳴らして、 精神をつくして先祖の神、主を求めることと、
せいと、 まことの神がなく、 主に誓いを立てた。 彼らがイスラエルの神、 教をなす祭司もなく、 |五 ユダは せしかし 主は律が法に あ

> わった。

賜ま

ニュアサ王の母マアカがアシラのために憎い た物、すなわち銀、金並びに器物などを主の宮に携え入れた。」ものでは、またなら、このよりのというでは、まずさいかった。こへ彼はまた、その父のささげた物および自分のささげかった。 はイスラエルから除かなかったが、アサの心は一生の間、 で、アサは彼女をおとして太后とせず、その憎むべき像を切り倒え、アサ王の母マアカがアシラのために憎むべき像を造ったのまっています。 して粉々に砕き、キデロン川でそれを焼いた。」もただし高き所

#### 第 六

破り、彼れ ります。 マを築いた。こそこでアサは主の宮と王の家の宝蔵から金銀をめ上り、ユダの王アサの所にだれをも出入りさせないためにラの正・ユダの三十六年にイスラエルの王バアシャはユダに攻っアサの治世の三十六年にイスラエルの て言った、三「わたしの父とあなたの父の間のように、わたし取り出し、ダマスコに住んでいるスリヤの王ベネハダデに贈 あなたの間に同盟を結びましょう。 サ王の言うことを聞き、 彼をわたしから撤退させてください」。四ベネハダデは 行って、 あなたとイスラエルの王バアシャ 自分の軍勢の長たちをつかわしてイス ールの王バアシャとの同盟 とうのい わたしはあなたに金銀をご に金銀を贈いたしと っ を

てい。 までは、まで、まで、まで、それをもってゲバとミヅパを建てるため、その工事を廃した。☆そこでアサ王はユダマを築くことをやめ、その工事を廃した。☆そこでアサ王はユダマを築くことをやめ、その工事を廃した。☆そこでアサ王はユダタリのすべての倉の町を撃った。ヵハアシャはこれを聞いて、ラタリのすべての倉の町を撃った。ヵハアシャはこれを聞いて、ララエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を攻め、イヨンとダンとアベル・マイムおよびナフラエルの町々を対している。

せんした。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、そのまった。ハ かのエチオピヤびとと、リビアびとは大軍で、その自はあまねく全地を行きめぐり、自分に向かって心を全うする者のために力をあらわされる。今度の事では、あなたは愚かない。しかした。ゆえにこの後、あなたに戦争が臨むであろう」。このするとアサはその先見者を怒って、獄屋に入れた。 この事のために激しく彼を怒ったからである。アサはまたそのころ民のあめに激しく彼を怒ったからである。アサはまたそのころ民のある者をしえたげた。

# 第一七章

ニヤ、ゼバデヤ、アサヘル、セミラモテ、ヨナタン、アドニヤ、 七 さらに高き所とアシラ像とをユダから除いた。 れ、 かったからである。五それゆえ、 の神に求めて、その戒めに歩み、 祭司エリシャマとヨラムをもつかわした。ヵ彼らは主の律法さいし トビヤ、 で教えさせ、<また彼らと共にレビびとのうちからシマヤ、 ヤ、ゼカリヤ、ネタンエルおよびミカヤをつかわしてユ 彼はまたその治世の三年に、つかさたちベネハイル、 またユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を持つてきた。彼またユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を持つてきた。彼れ トバドニヤをつかわし、またこれらのレビびとと共に 主は国を彼の手に堅く立てらいません。 ーダの オバデ 、ネタ

三十万人、「五その次は軍長ョハナンと彼に従う者二十八万人、出た千人の長のうちでは、アデナという軍長と彼に従う大勇士出た千人の長の方ちでは、アデナという軍長と彼に従う大勇士の氏族によって数えれば次のとおりである。すなわちユダからしょく び倉の町を建て、ミユダの町々に多くの軍需品を持ち、またエジューをは、たった。 ちでは、エリアダという大勇士と彼に従う弓および盾を持つ者やと彼に従う大勇士二十万人。「モベニヤミンから出た者のうい。」 - < その次は喜んでその身を主にささげた者ジクリの子アマジー。 まきょう ルサレムに大勇士である軍人たちを持っていた。 1四 彼らをそ 三こうしてヨシャパテはますます大いになり、ユダに要害およ またユダ全国の堅固な町々に、 八万人である。 ヤびとは雄羊七千七百頭、雄やぎ七千七百頭を彼に持ってきた。 つぎの銀をヨシャパテの所に持ってくる者があり、またアラビ とをしなかった。ニまた、ペリシテびとのうちで贈り物や、 一十万人、「へその次はヨザバデと彼に従う戦いの備えある者十 「n これらは皆王に仕える者たちで、このほかに 桑なよう っか もの 王が駐在させた者があった。 ヨシャパテと戦うこ み

## 第一八章

- ヨシャパテは大いなる富と誉とをもち、アハブと縁を結んだ。

それに、「っこしよあなたと一つです、わたしの民はあなたの民と一緒にラモテ・ギレアデに攻めて行きますか」。 ヨシャパテは、 ジュン・ 彼らに言った、「われわれはラモテ・ギレアデに、、戦いに行くべずれめなさい」。

まそこでイスラエルの王は預言者四百人を集めてき。 ヵさてイスラエルの王およびユダの王ヨシャパテは王の衣を着 はうしばも き 呼んで、「イムラの子ミカヤを急いで連れてきなさい」と言った。わないでください」。^^そこでイスラエルの王はひとりの役人を んか」。セイスラエルの王はヨシャパテに言った、「ほかになおひ言った、「ほかにわれわれが問うべき主の預言者はここにいませい。 神はそれを王の手にわたされるでしょう」。 ^ ヨシャパテはい 四ヨシャパテはまたイスラエルの王に言った、「まず主の言葉を = て、 イムラの子ミカヤです」。ヨシャパテは言った、「王よ、そうは言 すが、彼はわたしについて良い事を預言したことがなく、常に とりいます。 きか、あるいは控えるべきか」。彼らは言った、「上って行きなさ と一つです。わたしはあなたと一緒に戦いに臨みましょう」。 ルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った、「あなたはわたし テ・ギレアデに一緒に攻め上ることを彼にすすめた。ヨイスラエ いことだけを預言するので、わたしは彼を憎みます。 彼は数年の後、サマリヤに下って、かれ、すらねん、のち、 サマリヤの門の入口の広場におの 神はそれを王の手にわたされるでしょう」。<ヨシャパテは われわれはこの人によって主に問うことができま アハブをおとずれ おの その玉座に座 その者は た。 ラモ ア

和たされるでしょう」。 おたされるでしょう」。 おたされるでしょう」。 か別」。こ 預言者たちは皆そのように預言して言った、「ラモテ・はこれらの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたますは鉄の角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたますとない。」。 ないの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたますとない。」。 ないの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたますと、『あなたます。" ないの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたます。"。 ないの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたます。"。 ないの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたます。"。 ないの角を造って言った、「主はこう仰せられます、『あなたます。"。

がもし勝利を得て帰るならば、主はわたしによって語られながいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの王ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの正ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの正ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの正ははいって身を隠す日に見るでしょう」。ニュイスラエルの正はなたに語りましたか」。ニュミカヤは言った、「あなたが奥の間に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって彼を養い、わたしが勝利に入れ、少しばかりのパンと水をもって思りない。ここはなりによって語られながもし勝利を得て帰るならば、主はわたしによって語られない。

かったのです」。 きなさい また彼は言った、「あなたがたすべての民よ、聞きない。

の胸当と、くさずりの間を射たので、彼はその車の御者に言っている。というとりの人が、なにごころなく弓を引いて、イスラエルの王のいのを見たので、彼を追うことをやめて引き返した。三旦しかいのを見たので、彼を追うことをやめて引き返した。三旦しかいのを見たので、彼を追うことをやめて引き返した。三旦しかいので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがので、身を巡らしてこれと戦おうとした。しかしヨシャパテがの胸当と、くさずりの間を射たので、彼はその車の御者に言っている。 王は車の中に自分をささえて立ち、夕暮までスリヤびとに向いる。 くるま なか しょぶん たいりん から運び出せ」。 三四その日 戦いは激しくなった。イスラエルのは、 だ の衣を着けなさい」。イスラエルの王は姿を変えて戦いに行っの衣を着けなさい」。イスラエルの王は姿を変えて戦いに行ったき。 しかしあなたは王「わたしは姿を変えて戦いに行きましょう。 しかしあなたはまり シャパテを見たとき、これはきっとイスラエルの王だと思った。 ただイスラエルの王とのみ戦いなさい」。三二戦車隊長らはヨ ギレアデに上った。これイスラエルの王はヨシャパテに言った、 た、「わたしは傷を受けたから、車をめぐらして、 「あなたがたは小さい者とも、大きい者とも戦ってはならない。 た。 =0 さて、スリヤの王は、その戦車隊 長たちに命じて言った、 三、こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、 つていたが、 日の入るころになって死んだ。 わたしを軍中 ラモテ・

裁判する時には、主はあなたがたと共におられます。 せだからあに裁判するのではなく、 主のためにするのです。 あなたがたががたは自分のする事に気をつけなさい。 あなたがたは人のため 彼らを導き返した。 単彼はまたユダの国中、 がれ みもでかえ かれ くにちゅう がれ くにちゅう バからエフライムの山地まで民の中を巡り に アシラ像を国の中から除き、心を傾けて神を求められました」。みます。『しかしあなたには、なお良い事もあります。 あなたはいのですか。 それゆえ怒りが主の前から出て、あなたの上に臨いのですか。 を迎えて言った、「あなたは悪人を助け、主を憎む者を愛してよ帰った。こそのとき、先見者ハナニの子エヒウが出てヨシャパテ は不義がなく、人をかたより見ることなく、なたがたは主を恐れ、「慎んで行いなさい。 ごとに裁判人を置いた。<そして裁判人たちに言った、「あなた」 -ユ もないからです」。 、からエフライムの山地まで民の中を巡り、先祖たちの神、主にヨシャパテはエルサレムに住んでいたが、また出て、ベエルショシャパテはエルサレムに住んでいたが、また出て、ベエルシ ーダの 王ヨシャパテは、 プトレニンジェー・ でつつがなくエルサレムの自分の家に まいないを取ること われわれの神、 すべての堅固な町

四

長たちを選んでエルサレムに置き、主のために裁判を行い、 ハヨシャパテはまたレビびと、祭司、 テは彼らに命じて言った、「あなたがたは主を恐れ、真実と真心 の解決に当らせた。彼らはエルサレムに居住した。ヵヨシャパがはつ。また およびイスラエルの氏族

とをもって行わなければならない。 io すべてその町々に住んとをもって行わなければならない。 io すべてその町々に住んとなります。 雄々しく行動しなさい。 主は正 直な人と共におられます」。

# 第二〇章

しまった。 ・この後年アブびと、アンモンびとおよびメウニびとらがヨーこの後年アブびと、アンモンびとおよびメウニびとらがヨーこの後年アブびと、アンモンびとおよびメウニびとらがヨーこの後年で表めた。

疫病、ききんなどの災がつ1つ1~ほうときのあるぎ、審判、のためにここに聖所を建てて言いました、ヵ『つるぎ、審判、のためにここに聖所を建てて言いました、ヵ『つるぎ、審判、のためにここに住み、あなたの名 サスライトではありませんか。<彼らはここに住み、あなたの名から追い払って、あなたの友アブラハムの子孫に、これを永遠にから追い払って、あなたの友アブラハムの子孫に、これを永遠にわれの神よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前われの神よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前 国から出てきた時、あなたはイスセイル山の人々をごらんなさい。 わります。すると、あなたは聞いて助けられます。あなたの名の前に立って、あなたの前におり、その悩みの中であなたに呼ば疫病、ききんなどの災がわれわれに臨む時、われわれはこの宮へきょう。 われの伸よ、あなたはこの国の民をあなたの民イスラエルの前り、勢いがあって、あなたに逆らいうる者はありません。セわれり。\*\*\*\* 来る大軍に当る力がなく、またいかになすべきかを知りません。< たくく きょうきょうかい のですか。 われわれはこのように攻めては彼らをさばかれないのですか。 われわれはこのように攻めて れわれを追い払おうとしています。三われわれの神よ、 彼らは来て、あなたがわれわれに賜わったあなたの領地からわタネ。 でした。こ。彼らがわれわれに報いるところをごらんください。 るされなかったので、イスラエルは彼らを離れて、滅ぼしません よ、あなたは天にいます神ではありませんか。異邦人のすべてレムの会衆の中に立って、ゲ言った、「われわれの先祖の神、主レムの会衆の中に立って、ゲ言った、「われわれの先祖の神、主 五 はこの宮にあるからです』と。10今アンモン、モアブ、および の そこでヨシャパテは主の宮の新しい庭しかのます。 彼らをさばかれないのですか。 国を治められるではありませんか。あなたの手には力があ あなたを仰ぎ望むのみです」。 すると、あなたは聞いて助けられます。 あなたはイスラエルに彼らを侵すことをゆこらんなさい。 昔 イスラエルがエジプトの れわれはこのように攻めて 0) 前類 で、 ダとエル

という あなたがたは進み出て立ち、 あなたがたは進み出て立ち、 なさい。 人々、エルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、聞きかはマッタニヤの子である。」エヤハジエルは言った、ルはマッタニヤの子である。」エヤハジエルは言った、 はなく、主の戦いだからである。「ちあす、彼らの所へ攻め下りならない。おののいてはならない。これはあなたがたの戦いで 主はあなたがたにこう仰せられる、『この大軍のために恐れては人々、エルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、聞きなさい。 勝利を見なさい。恐れてはならない。 主の前に立っていた。「四その時主の霊が会衆の中でアサフの」。 \*\*\* た エルエルの野の東、谷の端でこれに会うであろう。」もこの戦いたか ヤの子、ゼカリヤはベナヤの子、ベナヤはエイエルの子、エイエ 子孫であるレビびとヤハジエルに臨んだ。 られるからである』」。 あなたがたは戦うに及ばない。 ダの人々はその幼な子、その妻、および子供たちと共に皆なの人々はその幼な子、その妻、および子供たちと共に皆な 彼らの所に攻めて行きなさい。主はあなたがたと共にお然れ、といる。せんなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。 見よ、彼らはヂヅの坂から上って来る。 あなたがたと共におられる主の ユダおよびエルサレムよ、 ヤハジエルはゼカリ あなたがたは 「ユダの

# 主に感謝せよ、

祝福した。 IB ユダの人々は野の物見やぐらへ行って、かの群衆を見たが、 なわちアンモンとモアブの人々は立ち上がって、 ル山の人々に向かわせられたので、彼らは打ち敗られた。ここすやまでもなど。ないのユダに攻めてきたアンモン、モアブ、セイショーでは、サ んで、 たので、 ると、多数の家畜、財宝、衣服および宝石などおびただしくあった。たから、からく、どいほう、いふく 五 地に と言わせた。三そして彼らが歌をうたい、さんびし始めた時、 それでヨシャパテとその民は彼らの物を奪うために来て見なる。 .倒れた死体だけであって、ひとりものがれた者はなかった。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」 かすめ取るに三日もかかった。それほど物が多かったのと おのおのそれをはぎ取ったが、運びきれないほどたくさ それでその所の名を今日までベラカの谷と呼ばれている。 セイル山の民 んで

第二一章

こうのです。 うどう シャパース こうしょう こうさい アン・・・ボルにしるされ、イスラエルの列王の書に載せられてある。 この ヨシャパテのその他の始のからしょ の子エヒウの書 こり ヤパテのその他のからかい こうじゅう ごうしょ

> またした。 またり、大祖たちと共にダビデの またり、ともしびを与えると約束されたことによって、ダビデのながく、ともしびを与えると約束されたことによって、ダビデのながく、ともしびを与えると約束されたことによって、ダビデのながく、ともしびを与えると約束されたことによって、ダビデのながく、ともしびを与えると約束されたことによって、ダビデの家を滅ぼすことを好まれなかった。

このようにそむいてユダの支配を脱し、今日に至っている。そいるエドムびととその戦車の隊長たちを撃った。「○エドムはを従えて渡って行き、夜のうちに立ち上がって、自分を包囲してを従えて変って行き、夜のうちに立ち上がって、自分を包囲してはたが、カラムの世にエドムがそむいて、ユダの支配を脱し、みずからハヨラムの世にエドムがそむいて、ユダの支配を脱し、みずから

先祖たちの神、主を捨てたからである。

\*\*\*
のころリブナもまたそむいてユダの支配を脱した。ヨラムが

ははまたユダの山地に高き所を造って、エルサレムの民になる。ははまたユダの山地に高き所を造って、エルサレムの民にないます。またユダの王アサの道に歩まないで、三イスラエルの表で、またユダの王アサの道に歩まないで、三イスラエルの表で、あなたにまさっているあなたの兄と子供と妻たちたりえ、「四主は大いなる災をもってあなたの民と子供と妻たちたゆえ、「四主は大いなる災をもってあなたの民と子供と妻たちたゆえ、「四主は大いなる災をもってあなたの民と子供と妻たちたゆえ、「四主は大いなる災をもってあなたの民と子供と妻たちたり、すべての所有を撃たれる。「五あなたはまた内臓の病気にかかって大病になり、それが日に日に重くなって、コいに内臓がかって大病になり、それが日に日に重くなって、コいに内臓がではようになる』」。

こ、その時、主はヨラムに対してエチオピヤびとの近くに住んでいるペリシテびととアラビヤびとの霊を振り起されたので、14 との時、主はヨラムに対してエチオピヤびとの近くに住んでいるペリシテびととアラビヤびとの霊を振り起されたので、14 との時、主はヨラムに対してエチオピヤびとの近くに住んでいる。

病気を起させられた。「π時がたって、二年の終りになり、そのでようぎ、おこへこのもろもろの事の後、主は彼を撃って内臓にいえがたい」。

# 第二二章

アハブの子ヨラムが病気なのでエズレルに下ってこれを見舞っアハブの子ヨラムが病気なのでエズレルに下ってこれを見舞っやすためにエズレルに帰った。ユダの玉ヨラムの子アハジヤはムはスリヤの王ハザエルと戦った時、ラマで負ったその傷をい

は、こうしてアハジヤの家には国を統べ治めうる者がないたが、エヒウが彼を捜し求めたので、人々は言ったのでこれをも、およびアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者である。A エヒウはアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者である。A エヒウはアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者である。A エヒウはアハブの家を断ち滅ぼすために油を注がれた者であった。およびアハジヤの兄弟たちの子らがアハジヤに隠れているまが、エヒウが彼を捜し求めたので、人々は彼を捕え、エヒウいたが、エヒウが彼を捜し求めたので、人々はです。またので、かれているを求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをを求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをを求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをで求めたヨシャパテの子である」と人々は言ったのでこれをでする。こうしてアハジヤの家には国を統べ治めうる者がなないた。こうしてアハジヤの家には国を統べ治めうる者がなないた。こうには、またいというには、またいというには、またが、これでは、ことによっている。

かった。エホシバはヨラム王の娘、またアハジヤの妹で、祭司エアシをアタリヤから隠したので、アタリヤはヨアシを殺さなはアハジヤの子ヨアシを王の子たちの殺される者のうちから盗はアハジヤの母アタリヤは自分の子の死んだのを見て、立って「○アハジヤの母アタリヤは自治の子の死んだのを見て、立って「○アハジヤの母アタリヤは自治の子の死んだのを見て、立って

と共におること六年、その間アタリヤが国を治めた。

と共
ホヤダの妻である。三こうしてヨアシは神の宮に隠れて独
ホヤダの妻

# 第二三章

中では、マッカーといって、エホヤダは勇気をだしてエロハムの子アザリヤ、ヨハナンの子イシマエル、オベデの子アザリヤ、アダヤのは、マッカーは関を結ばせた。こそこで彼らはユダを行きめぐって、ユダいて契約を結ばせた。こそこで彼らはユダを行きめぐって、ユダいて契約を結ばせた。こそこで彼らはユダを行きめぐって、ユダいて契約を結ばせた。こそこで彼らはユダを行きめぐって、ユダッとです。四あなたがたのなすべき事はこれです。すなわちるない。彼らは聖なる者であるから、はいることができる。民はは、この命令を守らなければならない。またイスラエルの氏族の長さいきです。四あなたがたのなすべき事はこれです。すなわちあなたがた祭司およびレビびとの安息目にはいって来る者の、多ででまと契約を結んだ。その時エホヤダは彼らに言った、「主がダビデの子孫のことについて言われたように、王の子が位につくべきです。四あなたがたのなすべき事はこれです。すなわちあなたがた終司およびレビびとの安息目にはいって来る者の、多で、というでであるから、はいることができる。民はない。彼らは聖なる者であるから、はいることができる。民はない。まの命令を守らなければならない。またして、この音の声に、はいってはならない。彼らは聖なる者であるから、はいることができる。民はない。または、またいと、大祭司と、からは、またいと、大祭司と、からは、またいと、大祭司と、からは、またいと、大祭司と、おり、は、おいと、大祭司と、おいる、は、おいと、大祭司と、おいる、は、おいる、大祭司と、おいる、は、おいる、大祭司と、おいる、大祭司と、おいる、は、おいる、大祭司と、おいる、は、おいる、大祭司と、おいる、は、大祭司と、おいる、大祭司と、「主がないる」と、「主がないる」といる、大祭司と、「主がないる」といる、大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司」」「大祭司と、「大祭司」」「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司と、「大祭司」」「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」、「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司」」「大祭司」」「大祭司」」「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」」「大祭司、「大祭司」、「大祭司、「大祭司」

四

時にも、 王と共にいなさい」。

をつるぎで殺せ」と言った。祭司が彼女を主の宮で殺してはな長たちを呼び出し、「列の間から彼女を連れ出せ、彼女に従う者反逆だ」と叫んだ。「四その時エホヤダは軍勢を統率する百人の反がなく り、また国の民は皆喜んでラッパを吹き、歌をうたう者は楽器らに立ち、王のかたわらには将軍たちとラッパ手が立ってお宮に入り、民の所へ行って、三見ると、王は入口で柱のかたわ宮にアタリヤは民の走りながら王をほめる声を聞いたので、主のニニアタリヤは民の走りながら王をほめる声を聞いたので、主のニニアタリヤは民の走りながら王をほめる声を聞いたので、主のニューを対している。 沿って立たせた。ここうして王の子を連れ出して、これに冠をという。こここうして王の子を連れ出して、これに冠をに武器をとらせ、宮の南側から北側にわたって、祭壇と宮にたちに渡し、10また王を守るために、すべての民にめいめい手たちに渡し、10まの名ダビデ王のやりおよび大盾、小盾を百人の長ダは、神の宮にあるダビデ王のやりおよび大盾、小盾を百人の長ダは、神の宮にあるダビデ王のやりおよび大盾、小盾を百人の長 るべき者と、安息日に出て行くべき者を率いていた。祭司エホ命じたように行い、めいめいその組の者で、安息日にはいって来へそこでレビびとおよびユダの人々は、祭司エホヤダがすべて 子たちが彼に油を注いだ。そして「王万歳」と言った。いただかせ、あかしの書を渡して王となし、エホヤダおよびそのいただかせ、あかしの書を渡して王となし、エホヤダおよびその をもってさんびしていたので、アタリヤは衣を裂いて「反逆だ、 ヤダが組の者を去らせなかったからである。ヵまた祭司エホヤ エ ホ ヤダは自分とすべての民と王との間に、 、 彼らは皆、 主じゅ の

> 九彼れかれ 家に進み、王を国の位につかせた。二国の民は皆喜んだ。町はいれての民を率いて、主の宮から王を連れ下り、上の門から王のすべての民を率いて、主の宮から王を連れ下り、上の門から王のエホヤダは百人の長たち、貴族たち、民のつかさたちおよび国のエホヤダは百人の長さら、 喜びと歌とをもって主に燔祭をささげるために、主の宮に配置メロンロ タメヒ レッッ ロメート エルット エルルルル というとは昔 ダビデがモーセの律法にしるされているように、レビびとは昔 ダビデがモーセの律法にしるされているように、 主の宮の守衛を、祭司とレビびとの指揮のもとに置いた。 みゃ しゅえい さいし アルの祭司マッタンを祭壇の前で殺した。 「ヘエホヤ」 によって汚れた者でも、はいらせないようにした。こっこうして 家に行って、 民となるとの アタリヤがつるぎで殺された後、 したものであって、今そのダビデの例にならったものである。こ はまた主の宮のもろもろの門に門衛を置き、汚れた者は それをこわし、その祭壇とその像とを打ち砕き、バ 契約を結んだ。」
> せそこですべて 穏やかであった。 の ホヤダはまた 主の宮に配置しゅのないないな 民はバアル た。 何な

#### 第 四四

と見られることを行った。『エホヤダは彼のためにふたりの妻と見られることを行った。『ヨアシは祭司エホヤダの世にある日の間は常に主の良した。『ヨアシは祭司エホヤダの世にある日の間は常に主の良し治めた。彼の母はベエルシバから出た者で名をヂビアといっ『ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「ヨアシは位についた時七歳で、エルサレムで四十年の間、世を「日本の本語」といる。 をめとり、 この後ヨアシは主の宮を修繕しようと志して、いまり、彼に男子と女子が生れた。 しょうきん かんじゅうきん かんしゅうきん かんしょしょう きょうしゅい かれいだんし じょしょうき 五 祭司とレビ

手によってはかどり、神の宮を、もとの状態に復し、これを堅固修復させた。 | 工人たちは働いたので、修復の工事は彼らのの宮を修繕させ、また鉄工および青銅工を雇って、主の宮を

宮を修繕させ、また鉄工および青銅工を雇って、主の宮を登ります。 まっきょく せいどうじょ やと しゅうせん とこの宮の工事をなす者に渡し、石工および木工を雇って、主しゅ きゃく こうじ

ないでしなかった。「ユダの町々へ行って、あなたがたの神のなどを集めて言った、「ユダの町々へ行って、あなたがたの神のないでしなかった。木それで王はかしらであるエホヤダを召して言った、「あなたはなぜレビびとに求めて、主のしもベモーセがあかしの幕屋のためにイスラエルの会、衆に課した税金をユがあかしの幕屋のためにイスラエルの会、衆に課した税金をユがあかしの幕屋のためにイスラエルの会、衆に課した税金をユがあかしの幕屋のためにイスラエルの会、衆に課した税金をユがあかしの幕屋のために用いたからである。エホヤダを召して、その事を急いでしなさい。ところがレビびとはこれをとり、バアルのために用いたからである。

「とり、バアルのために用いたからである。
なった。ニレビびとはその箱に投げ入れたので、ついに箱はいっぱいになった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなった。ニレビびとはその箱に金があるのを見て、王のなんによった。ここまでは、といる。

ささげた。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダの世にある日の間は、絶えず主の宮で燔祭をた。すなわち勤めの器、燔祭の器、香の皿、および金銀の器をた。すなわち勤めの器、燔祭の器、香の皿、および金銀の器をた。すなわち勤めの器、燔祭の器、香の皿、および金銀の器を造った。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を王とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を正とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を正とエホヤダのにした。」四それをなし終ったとき、余った金を正とエホヤダのにした。「四それをなし終ったとき、余った金を正と、「四条れをなし終ったとき、余った金を正と、「四条れをなし終ったとき、余った金を正とないます。」

みそなわして罰せられるように」と言った。わず、その子を殺した。ゼカリヤは死ぬ時、「どうぞ主がこれを

は、また。 は、など、というように彼らはヨアシを罰した。 り、ユダとエルサレムに来て、氏のつかさたちをことごとく民のり、ユダとエルサレムに来て、氏のつかさたちをことごとく民のの手に渡された。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたたらの手に渡された。これは彼らがその先祖の神、主を捨てた。こうちから滅ぼし、そのぶんどり物を皆ダマスコの王に送った。こうちから滅ぼし、そのぶんどり物を皆ダマスコの王に送った。こうちから滅ぼし、そのぶんどり物を皆ダマスコの王に送った。こうちから滅ぼし、そのぶんどり物を皆ダマスコの王に送った。こうちから滅ぼし、そのぶんどり物を皆ダマスコの王に送った。こうちから滅ぼした。

## 第二五章

ムで世を治めた。その母はエルサレムの者で、名をエホアダンニアマジヤは王となった時二十五歳で、二十九年の間 エルサレ

と言われている。と言われている。と言われている。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、といった。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、といった。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、といった。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、といった。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、といった。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、といった。こ アマジヤは主の良しと見られることを行ったが、と言われている。

なに砕けた。こところがアマジヤが自分と共に戦いに行かせ頂に引いて行って岩の頂から彼らを投げ落したので、皆こなごした。こまたユダの人ははこのほかに一万人をいけどり、岩のした。こまたユダの人はない。 に、あなたはどうしてそれを求めたのか」。「大彼がこう王に語神々は自分の民をあなたの手から救うことができなかったの終りを発し、預言者を彼につかわして言わせられた、「かの民のながな」となった。「エそれゆえ、主はアマジヤに向かってれにささげ物をなした。「エそれゆえ、主はアマジヤに向かって |四アマジヤはエドムびとを殺して帰った時、セイルびとの神々のなる。 かん かん かん しょ ように怒って自分の所に帰った。こ しかしアマジヤは勇気をように怒って自分の所に帰った。こ しかしアマジヤは勇気をして帰らせたので、彼らはユダに対して激しい怒りを発し、火の 出し、その民を率いて塩の谷へ行き、セイルびと一万人を撃ち殺を かえ かれ たい はげ いか はっ ひこでアマジヤはエフライムから来て自分に加わった軍隊を分った。 じぶん くわ ぐんたい ぶん 定められたことをわたしは知っています」。 わたしのいさめを聞きいれないゆえ、神はあなたを滅ぼそうと 言ったので、 を携えてきて、これを安置して自分の神とし、これを礼拝し、こを続き、これを必ずし、これを対し、これを対し、これを対し、これを対し、これを礼拝し、こ ユダの町々を襲って三千人を殺し、多くの物を奪い取った。 ないで帰してやった兵卒らが、サマリヤからベテホロンまでの、 アハズの子であるイスラエルの王ヨアシにつかわし、 ると、王は彼に、「われわれはあなたを王の顧問にしたのですか。 | セそこでユダの王アマジヤは協議の結果、人をエヒウの子エホ 預言者はやめて言った、「あなたはこの事を行って、 あなたはどうして殺されようとするのですか」と 「さあ、 わ

て、

門から、 は災を引き起して、自分もユダも共に威びようかである。というというというない。というかしあなたは自分の家にとどまっていなさい。 もろの器物ならびに王の家の財宝を奪い、また人質をとって、のうちで、オベデエドムが守っていたすべての金銀およびもろの の子ヨアシの子であるユダの王アマジヤをベテシメシで捕えに逃げ帰った。ニョその時イスラエルの王ヨアシはエホアハズ 上って来て、ユダのベテシメシでユダの王アマジヤと顔を合わい渡されるためである。 ニーそこでイスラエルの王ヨアシはいかされるためである。 ニー であって、彼らがエドムの神々を求めたので神は彼らを敵のこの しかしアマジヤは聞きいれなかった。これは神から出た。 この妻に与えよ』と言い送ったところが、レバノンの野獣が通じらが、かつてレバノンの香柏に、『あなたの娘をわたしのむ せたが、ニュダはイスラエルに撃ち破られ、 しはエドムを撃ち破った』と言って心に誇り高ぶっている。 サマリヤに帰った。 かかって、そのいばらを踏み倒した。「ヵあなたは『見よ、 われは互に顔をあわせよう」と言わせたところ、「ハイスラエ の王ヨアシはユダの王アマジヤに言い送った、「レバ エルサレムに引いて行き、エルサレムの城壁をエフライム 隅の門まで四百キュビトほどをこわし、「mまた神の宮」。 自分もユダも共に滅びようとするのか」。 おのおの どうしてあなた のその 天幕 対獣が通り ノンの わた U 手での

れ

ル

ニュスダの王ヨアシの子アマジヤはイスラエルの王 0) 子ヨアシが死んで後なお十五年生きながらえた。 エホアハズ 二六 アマジ

持ってきて、ユダの町でその先祖たちと共にこれを葬った。持ってきて、ユダの町でその先祖たちと共にこれを葬った。これではまれているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそむいて、主に従わなるされているではないか。これアマジヤがそれである。

### 第二六章

軍のために盾、やり、かぶと、よろい、弓および石投げの石を備ぐる力をもって戦い、王を助けて敵に当った。宮ウジヤはその全でなった。ここその指揮下にある軍勢は三十万七千五百人で、皆大いなた。ここその指揮下にある軍勢は三十万七千五百人で、皆大いな せその時、祭司アザリヤは主の祭司である勇士八十人を率いて、 を犯し、主の宮にはいって香の祭壇の上に香をたこうとした。 こう きょう こその氏族の長である大勇士の数は合わせて二千六百人であった。 自分を滅ぼすに至った。すなわち彼はその神、 | \*\* ところが彼は強くなるに及んで、その心に高ぶり、 矢および大石を射出した。こうして彼の名声は遠くまで広や ままい しゃしゅう こうして彼の名声は遠くまで広て、これをやぐらおよび城壁のすみずみにすえ、これをもって えた。」
独はまたエルサレムで技術者の考案した機械 ので、 くさんの家畜をもっていたからである。 を建て、また多くの水ためを掘った。彼は平野にも平地にもた。 やぐらを建てて、これを堅固にした。 I ○彼はまた荒野にやぐら た けんご かれ あらの ヤはまたエルサレムの隅の門、谷の門および城 壁の曲りかどにする きん たに もん じょうくき まが くなったので、その名はエジプトの入口までも広まった。ヵウジ まった。彼が驚くほど神の助けを得て強くなったからである。 アンモンびとはウジヤにみつぎを納めた。 山々および肥えた畑には農夫とぶどうをつくる者をもったまやま 彼はまた農事を好んだ ウジヤは非 、主にむかって罪に高ぶり、ついに を造って

た。彼はらい病人であったので、離れ殿に住んだ。主の宮からた。彼はらい病人であったので、離れというでは、近の宮にらい病人であっいで出て行った。ニーウジヤ王は、死ぬ日までらい病人であっから追い出した。彼自身もまた主に撃たれたことを知って、急から追い出した。彼自身もまた主に撃たれたことを知って、急から追い出した。その祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長アザリヤおよびすべての祭司たちがわらにいた。この祭司の長の大田の代表が 額に起った。時に彼は主の宮で祭司たちの前、 預言者イザヤがこれを書きしるした。III ウジヤは先祖たちとメサトネ、レキッ の民を治めた。III ウジヤのその他の始終の行為は、アモツの子の氏を治めた。III ウジヤのその他の始終の行為は、アモツの子 たが、彼が祭司に向かって怒りを発している間に、らい病がそのです。 ヨタムが彼に代って王となった。たちの墓に連なる墓地に、その生 断たれたからである。た。彼はらい病人でな するとウジヤは怒りを発し、香炉を手にとって香をたこうとし することです。すぐ聖所から出なさい。あなたは罪を犯しまし 「ウジヤよ、主に香をたくことはあなたのなすべきことではな 共に眠ったので、 く、ただアロンの子孫で、香をたくために清められた祭司たちの のあとに従ってはいり、「ハウジヤ王を引き止 あなたは主なる神から栄えを得ることはできません」。「カ 人々は 「彼はらい病人である」と言って、玉タゥ その先祖たちと共に葬った。 香の祭壇のかた めて言った、 そ の 子:

### 二八章

アハズは王となった時二十歳で、十六年の間エルサレムで世ょう

え

去ったからである。

<u>一</u>

ペリシテびともまた平野の

町々り

およ

名をオデデという主の預言者があって、サマリヤに帰って来たな。そのぶんどり物をサマリヤに昇こてイート 男子、女子など二十万人を捕虜にし、また多くのぶんどり物をと イスラエルの人々はついにその兄弟のうちから婦人ならびに 勇士であった。これは彼らがその先祖の神、主を捨てたためでゅうし に引いて行った。彼はまたイスラエルの王の手にも渡されたの スリヤびとは彼を撃ち破り、その民を多く捕虜として、ダエ それゆえ、その神、主は彼をスリヤの王の手に渡され な しゅ よげんしゃり、そのぶんどり物をサマリヤに持って行った。ヵ その時そこにり、そのぶんどり物をサマリヤに持って行った。ヵ その時そこに プランリヤの子ペカはユダで一日のうちに十二万人を殺した。 はユダを怒って、これをあなたがたの手に渡されたが、あなたが セヤ、宮内大臣アズリカムおよび王に次ぐ人エルカナを殺した。 で、イスラエルの王も彼を撃ち破って大いに殺した。^^すなわち せその時、エフライムの勇士ジクリという者が王の子マア \*\*\* 達するほどの怒りをもってこれを殺した。 あなたがたの先祖の神、 て、ダマスコ 0 たの そ れ で、

戦争から帰った者どもに向かって立ちあがり、三彼らに言っせるそうかである。までかれていたからいからいいより、シャルムの子ヒゼキヤ、ハデライの子アマサらもまた、 り、 もがその捕虜とぶんどり物をつかさたちと全会、衆の前に捨てりがイスラエルの上に臨んでいるからです」。 1四そこで兵卒ど 増し加えようとしている。われわれのとがは大きく、激しい怒\*\*\*\*ともに主に対するとがを得させて、さらにわれわれの罪とがを と、「捕虜をここに引き入れてはならない。あなたがたはわたしまり。 求めさせた。 - セエドムびとが再び侵入してユダを撃ち、民 六 て、 皆ろばに乗せ、こうして彼らをしゅろの町エリコに連続しています。 くつをはかせ、 ておいたので、「五前に名をあげた人々が立って捕虜を受け取 もなる人々、すなわちヨハナンの子アザリヤ、メシレモテの子べ たの上に臨んでいるからです」。三そこでエフライムびとのお た自身もまた、あなたがたの神、 て、 えて来た捕虜を放ち帰らせなさい。 か。こいまわたしに聞き、あなたがたがその兄弟のうちから捕 かりでなく、あなたがたは今、ユダとエルサレムの人々を従わせ その時アハズ王は人をアッスリヤの王につかわして助けをその兄弟たちに渡し、そしてナミュー・ ぶんどり物のうちから衣服をとって、裸の者に着せ、また、 自分の男女の奴隷にしようと思っている。 その兄弟たちに渡し、そしてサマリヤに帰った。 食い飲みさせ、 われわれのとがは大きく、 油を注ぎなどし、 主に罪を犯しているではな 主の激しい怒りがあなたが しかしあなたが その の弱い者を だれて行い

与えたが、それはアハズの助けにはならなかった。 りなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。これに、主がユダを低くされたのであって、彼がユダのうちにみだえに、主がユダを低くされたのであって、彼がユダのうちにみだってアッスリヤの王テルガデ・ピルネセルは彼の所に来たが、彼にからである。これはイスラエルの王アハズのゆきがらいる。まに向かって大いに罪を犯したからである。こらなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。こらなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。こらなことを行い、主に向かって大いに罪を犯したからである。こうないで、かえって彼を悩ました。三、アハズは主の容とがないで、かえって彼を悩ました。三、アハズは主の宮とがないが、およびつかさたちの家の物を取ってアッスリヤの王にからなが、それはアハズの助けにはならなかった。

なった。
には持って行かなかった。その子ヒゼキヤが彼に代って王ト

## 第二九章

この今わたしは、イスラエルの神、主と契約を結ぶ 志をもっていたがまたが、これの記し、イスラエルの神、主の音にたおれ、われわれのた。、 1 しぜキャは光ダビデがすべてなしたように主の良しと見られることをした。 2 ヒゼキャは父ダビデがすべてなしたように主の良しと見られることをした。 2 佐はその治世の第一年の一月に主の宮の戸を開き、かつこれを満った。四彼は祭司とレビびとよ、聞きなさい。あなたがたは集め、またらに言った、「レビびとよ、聞きなさい。あなたがたは集め、またらに言った、「レビびとよ、聞きなさい。あなたがたは集め、またりなさい。たれわれの先祖の神、主の宮を清め、聖所から汚れを除き去りなさい。たれわれの先祖の神、主の宮を清め、聖所から汚れを除き去りなさい。たわれわれの先祖の神、主の宮を清め、聖所から清をそむけ、うしろを向けた。ちまた廊の戸を閉じ、ともしびを消し、聖がてイスラエルの神に香をたかず、燔祭をささげなかった。へそれゆえ、主の怒りはユダとエルサレムに臨み、あなたがたが目に見るように、主は彼らを恐れと驚きと物笑いにされた。れた。れ見よ、われわれの父たちはつるぎにたおれ、われわれのれた。れ見よ、われわれの父たちはこれがために捕虜となった。から、またりは、イスラエルの神、主と契約を結ぶ 志をもっている。

て言った、「われわれは主の宮をことごとく清め、また燔祭の壇で言った、「われわれは主の宮を清めるためにはいって来た。」よる王の命令に従って、主の宮を清めるためにはいって来た。」よる王の命令に従って、主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、レビびとはた汚れた物をことごとく主の宮の庭に運び出すと、レビびとはたがった。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるのに八日を費し、正月の十に達した。それから主の宮を清めるためにはいって来た。」 は、 こわが子らよ、 エルとシメイ。エドトンの子孫のうちでは、シマヤとウジエル ちでは、 香をたく者とされたからである」。こそこでレビびとは立ち上 である。 の子孫のうちでは、シムリとエイエル。アサフの子孫のうちで の子キシおよびエハレレルの子アザリヤ。 とそのすべての器 マハテおよびアザリヤの子ヨエル。メラリの子孫では、アブデ 物とを清めました。 ゼカリヤとマッタニヤ。「四ヘマンの子孫のうちでは、 そうす I π 彼らはその兄 弟たちを集めて身を清め、主の言葉に sh み きょ しゅ ことば ジンマの子ヨアおよびヨアの子エデン。「゠エリザパン すなわちコハテびとの子孫のうちでは、アマサイの子 ればその激しい怒りは、われわれを離れるであろう。 今は怠ってはならない。主はあなたがたを選 物もの 「n またアハズ王がその治世に罪を犯しおよび供えのパンの机とそのすべての ゲルションびとのう エヒ よび琴をとらせた。これは主がその預言者によって命じられたガドと預言者ナタンの命令に従って、これにシンバル、立琴お

祭壇の前にあります」。て捨てたすべての器を 物をもなった 整えて清めました。 それらは 主しゅ

て、

燔祭および罪祭をささげることを命じたためである。 ためにあがないをした。これは王がイスラエル全国 り、その血を罪祭として祭壇の上にささげてイスラエル全国の彼らはその上に手を置いた。ニュそして祭司たちはこれをほふた。ニュそして罪祭の雄やぎを王と会衆の前に引いて来たので、た。ニュそして罪祭の雄やぎを王と会衆の前に引いて来たので、 祭壇にふりかけ、また小羊をほふると、その血を祭壇にふりかけきにたるできます。まただった。この山を受けて祭壇にふりかけ、また雄羊をほふると、その血を 上にささげさせた。三すなわち、 三 王はまたレビびとを主の宮に置き、ダビデおよび王の先見者 まっ せんけんしゃ 上にささげさせた。三すなわち、雄牛をほふると、祭司たちとし、アロンの子孫である祭司たちに命じてこれを主の祭壇とし、アロンの子孫である祭司たちに命じてこれを主の祭壇 このそこでヒゼキヤ王は朝早く起きいで、 やぎ七頭を引いてこさせ、 主の宮に上って行き、三雄牛七頭、しゅのないのほかいにあります。 国と聖所とユダのためにこれを罪い 雄羊七頭、 町のつかさたちを集 、祭司たちはを主の祭壇の のために

祭壇の上にささげることを命じた。燔祭をささげ始めた時になった。これでは、いればないない。これでは、はないないない。これでしてもれば燔祭のはラッパをとって立った。これでしてもれば燔祭 らし始めた。 1人 そして会 衆は皆礼拝 らし始めた。 1<そして会、衆は皆礼拝し、歌うたう者は歌をうたの歌をうたい、ラッパを吹き、イスラエルの王ダビデの楽器をない。

\*いしところである。 ニホ こうしてレビびとはダビデの楽器ところである。 ニホ こうしてレビびとはダビデの楽器

ヤは燔祭を

をとり、

これは いこ。 はい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、燔祭が終るまですべてこのい、ラッパ手はラッパを吹き鳴らし、大い話にいる。

回復された。mt こういいの脂肪および燔祭の灌祭もあった。こうして、の脂肪および燔祭の灌祭もあった。こうして、の脂肪および燔祭があれている。 少なくてその燔祭の物の皮を、はぎつくすことができなかったた奉納物は牛六百頭、小羊三千頭であった。『四ところが祭司が『『『のうょう』 うしょう いきつじょう 感謝の供え物を携えて来なさい」と。そこで会 衆は犠牲と感謝がみしゃ そる もの たずさ き かいしゅう ぎせい かんしゃために身を清めたのであるから、進みよって、主の宮に犠牲とためにみ きょ ので、 が祭司たちよりも、 三会衆の携えて来た燔祭の数は雄牛七十頭、雄羊百頭、 らである。『ヨこのほかおびただしい燔祭があり、また、 の供え物を携えて来た。また、志ある者は皆燔祭を携えて来た。 百頭、これらは皆主に燔祭としてささげるものであった。 💷 ま ように民のた その兄弟であるレビびとがこれを助けて、 その めに備えをされたので、 ほかおびただしい燔祭があり、また、酬恩祭身を清めることに、きちょうめんであったかみ、『\*\*\* にわかになされたけれども、 ヒゼキヤおよびすべて 主の宮の勤 そのわざをな 、小売では 神<sup>%</sup> が こ \* 祭司が

かったゆえである。メキそこで飛脚たちは、王とそのつかさたちかめた。これはしるされているように、これを行う者が多くな 計って、二月に過越の祭を行うことを定めた。三――これは身をはかがったがらまらりまうなまだ。 王はすでにつかさたちおよびエルサレムにおる全会 衆にまう 神、主にむかって罪を犯したので、あなたがたの見るように主はなりない。 彼らはその先祖たちの兄弟たちのようになってはならない。 彼らはその先祖たちのたがたに、帰られるでしょう。 t あなたがたの父たちおよび 王の命を伝えて言った、「イスラエルの人々よ、あなたがたはアらういのちった」という。これでは、イスラエルとユダをあまねく行き巡り、ら受けた手紙をもって、イスラエルとユダをあまねく行き巡り、 四この事が、王にも全会衆にも良かったので、五この事を定たので、正月にこれを行うことができなかったからである―― 宮に来て、イスラエルの神、主に過越の祭を行うように勧めた。またまで、イスライムとマナセに書き送り、エルサレムにある主の手紙をエフライムとマナセに書き送り、エルサレムにある主の」とせキヤはイスラエルとユダにあまねく人をつかわし、また」とゼキヤはイスラエルとユダにあまねく人をつかわし、また すれば主は、アッスリヤの王たちの手からのがれた残りのあなブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そう 清めた祭司の数が足らず、民もまた、エルサレー・カー・カー・大きょう。これに過越の祭を行うことを定めた。はか、「がっ」を言しまっりまいない。 彼らを滅びに渡されたのです。 ルサレムに来て、イスラエルの神、主に過越の祭を行うことを勧て、ベエルシバからダンまでイスラエルにあまねくふれ示し、エ めた祭司の数が足らず、民もまた、エルサレムに集まらなか。 帰られるでしょう。 八 あなたがたの父たちの 8 つ

にその所に立ち、

祭司たちは、

レビびとの手から血を受けて注いーセの律法に従い、いつものよう

えて来た。「≒彼らは神の人モー

およびレビびとはみずから恥じ、身を清めて主の宮に燔祭を携て、「五二月の十四日に過越の小羊をほふった。そこで祭司たちまたすべての香をたく祭壇を取り除いてキデロン川に投げすまたすべての香

の

とを定め、喜びをもってまた七日のあいだ守った。こ四時にユダ

うためエルサレムに集まったが、非常に大きな会衆であった。こ

彼らは立ってエルサレムにあるもろもろの祭壇を取り除き、

III こうして二月になって、多くの民は、種入れぬパンの祭を行った。 たみ たねい まらり ぎょう

たが主に立ち返るならば、あなたがたの兄弟および子供は、こたが主に立ち返るならば、あなたがたの兄弟および子供は、いいの激しい怒りがあなたがたの神、主に仕えなさい。そうすれば、そ聖所に入り、あなたがたの神、主に仕えなさい。そうすれば、そ雖ははまれて、主に帰服し、上述とこしえに聖別された」はよい さたちが主の言葉によって命じたことを行わせた。またユダにおいては神の手が人々に一つ心を与えて、 て、町から町に行き巡り、ついに、ゼブルンまで行ったが、人々10このように飛脚たちは、エフライムとマナセの国にはいっ る方であられるゆえ、あなたがたが彼に立ち返るならば、顔をあかたかだってしょう。 あなたがたの神、主は恵みあり、あわれみあができるでしょう。 あなたがたの神、主は恵みあり、あわれみあ れを捕えていった者の前にあわれみを得て、この国に帰ること のうちには身を低くして、エルサレムにきた人々もあった。ニ はこれをあざけり笑った。こ ただしアセル、マナセ、 なたがたにそむけられることはありません」。 王とつか ゼブルン

動めによく通じているすべてのレビびとを深くねぎらった。こうと、つうでし、力をつくして主をたたえた。三 そしてヒゼキヤは主のんびし、力をつくして主をたたえた。三 そしてヒゼキヤは主の パンの祭を行った。またレビびとと祭司たちは日々に主をさてルの人々は大いなる喜びをいだいて、七日のあいだ種入れぬいて、民をいやされた。三 そこでエルサレムに来ていたイスラいて、民族 身を清めていないのに、書きしるされたとおりにしないで過越みできょうイム、マナセ、イッサカル、ゼブルンからきた多くの者はまだっている。 うして人々は酬恩祭の犠牲をささげ、その先祖の神、 求め、その先祖の神、主を求めたのです」。こ○主はヒゼキヤに聞いる。 せんぽ かみ じゅ まと 清めの規定どおりにしなかったけれども、その心を傾けて神をきょ きてい 「恵みふかき主よ、彼らをゆるしてください。」ゎ彼らは聖所のめを食べた。それでヒゼキヤは、彼らのために祈って言った、の物を食べた。それでヒゼキヤは、彼らのために祈って言った、 小羊をほふり、主に清めてささげた。「<多くの民すなわちエフいるので、レビびとはその清くないすべての人々に代って過越のので、レビびとはその清くないすべての人々に代って過越の III なお全会 衆は相はかって、さらに七日のあいだ祭を守るこばかいしょう まい して、七日のあいだ祭の供え物を食べた。 | t 時に、会衆のうちにまだ身を清めていない者が多かっ レビびとはその清くないすべての人々に代って過越

た多く身を清めた。これユダの全会衆および祭司、 かさたちは雄牛一千頭、羊一万頭を会衆に贈った。 らびにイスラエルからきた全会衆、 王ヒゼキヤは雄牛一千頭、羊七千頭を会衆に贈り、また、 およびイスラエ レビびと、な ルの地から 祭司もま つ

した。 した。これには、ユダに住む他国人は皆喜んだ。これこのようにエルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達たが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達かが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達かが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達かが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達かが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達かが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達かが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達なが、その声は聞かれ、その祈は主の聖なるすみかである天に達ない。

### 第三一章

て。 この事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーこの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルがとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルがとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、そこにいたイスラエルびとは皆、ユーニの事がすべて終った時、その所、領に帰ったいたができる。

> た。主がその民を恵まれたからです。それでわれわれは、このこのかた、われわれは飽きるほど食べたが、たくさん残りまし て言った、「民が主の宮に供え物を携えて来ることを始めてかられた時、このザドクの家から出た祭司の長アザリヤは彼に答えれた時、このザドクの家から出た祭司の長アザリヤは彼に答え これを終った。ハヒゼキヤおよびつかさたちは来て、その積み重 町々に住んでいたイスラエルとユダの人々もまた牛、 羊の十分ますます すべての物の十分の一をおびただしく携えて来た。< ユダのすべての物の十分の一をおびただしく携えて来た。< ユダの キャがその積み重ねた物について祭司およびレビびとに問い尋り れを積み重ねた。ゼ三月にこれを積み重ねることを始め、七月にの一ならびにその神、主にささげられた奉納物を携えて来て、この一ならびにその神、主にささげられた奉納物を携えて来て、こ 油ぶら る。 ように多くの残った物をもっているのです」。 ねた物を見、主とその民イスラエルを祝 福した。ヵそしてヒゼー。 ゅうしょ ちょうしょく こうしょくさい ) 愛こうではなり こうこうにぶらうはあるます こうしょ その命令が伝わるやいなや、イスラエルの人々は穀物、酒、飲むれいった。 これは彼らをして主の律法に 蜜ならびに畑のもろもろの産物の初物を多くささげ、 身をゆだねさせるため また いであ

の王をも、 励まして言った、ょ「心を強くし、勇みたちなさい。アッスリヤリ、年 長を民の上に置き、町の門の広場に民を集めて、これをり、4 軍 長を民の上に置き、町の門の広場に民を集めて、これをを巡らし、ダビデの町のミロを堅固にし、武器および盾を多く造を巡らし、ダビデの町のミロを堅固にし、武器および盾を多く造ごとく築き直して、その上にやぐらを建て、その外にまた城 壁ごとく築き 腕である。しかしわれわれと共におる者はわれわれの神、主でる者よりも大いなる者だからである。<彼と共におる者は肉のしまの、また、また、また、このである。<彼と共におる者は肉の だろうか」。mヒゼキヤはまた勇気を出して、破れた城壁をことたちがきて、多くの水を得られるようなことをしておいていい ダの王ヒゼキヤの言葉に安心した。 あって、 おののいてはならない。 および国の中を流れる谷川をふさいで言った、「アッスリヤの玉が、くに、紫、紫、たばがるした。彼らはこれを助けた。四多くの民は集まって、すべての泉が、 および勇士たちと相談して、町の外にある泉の水を、ふさごうと り、これを攻め取ろうとした。ニヒゼキヤはセナケリブが来て、 エルサレムを攻めようとするのを見たので、ミそのつかさたち ナケリブが来てユダに侵入し、堅固な町々に向かって陣をした。 ヒゼキヤがこれらの事を忠実に行った後、のち われわれを助け、われわれに代って戦われる」。民はユ しかしわれわれと共におる者はわれわれの神 彼と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない。 われわれと共におる者は彼らと共にお アッスリヤの王

この後アッスリヤの王セナケリブはその全軍をもってラキシ

祭壇の前で礼拝し、その上に犠牲をささげなければならない」というで、またれいはい、「っぇ」でせいり除き、ユダとエルサレムに命じて、「あなたがたはただ一つのの。 救い出すことができたか。1四わたしの先祖たちが滅ぼし尽しそれらの国々の民の神々は、少しでもその国を、わたしの手から ないか。ここのヒゼキヤは主のもろもろの高き所と祭壇を取と、かわきをもって、あなたがたを死なせようとしているのでは ゼキヤは だから、 たそれらの国民のもろもろの神のうち、 言った者ではないか。こあなたがたは、 れを救ってくださる」と言って、 なたがたは何を頼んでエルサレムにこもっているの てはならない。 先祖たちが、他の国々のすべての民にしたことを知らないのか。 ヒゼキヤおよびエルサレムにいるすべてのユダの人に告げさせ んで できよう。 から 「われわれの神、 いたが、その家来をエルサレムにつか わたしの先祖の手から救いだすことができなかったの。いずれの民、いずれの国の神もその民をわたしの手、 - 0「アッスリヤの王セナケリブはこう言います、『あ 複い出すことのできたものがあるか。 てあなたがたの神が、どうしてわたしの手からあな そそのかされてはならない。 | 玉 それゆえ、あなたがたはヒゼキヤに欺かれ 主がアッスリヤの王の手から、 あなたがたをそその だれか自分の民をわた わたしおよびわたしの また彼を信じては わして、ユダの それで、 のかし、飢えから、われわ か。 \_ ヒ どう 王が

人とびと から救い出し、いたる所で彼らを守られた。ニニそこで多くのから救い出し、いたる所で彼らを守られた。ニニそこで多くの住民をアッスリヤの王セナケリブの手およびすべての敵の手の所で殺した。ニニこのように主は、ヒゼキヤとエルサレムのの影が、 宝物をユダの王ヒゼキヤに贈った。この後ヒゼキヤは万国によりののという。 て、アツスリヤ王の陣営にいるすべての大勇士と将官、軍長ら祈って、天に呼ばわったので、三主はひとりのみ使をつかわしい。 たのように彼らがエルサレムの神について語ること、人の手のこのようにがないエルサレムの神について語ること、 ひと て もって、城壁の上にいるエルサレムの民に向かって叫び、これ このそこでヒゼキヤ王およびアモツの子預言者イザヤは わざである地上の民の神々について語るようであった。 をおどし、かつおびやかした。彼らは町を取るためである。「ヵ ように、ヒゼキヤの神も、その民をわたしの手から救い出さない「諸国の民の神々が、その民をわたしの手から救い出さなかった」 き送って、イスラエルの神、主をあざけり、かつそしって言った、 のしもベヒゼキヤをそしった。 エー セナケリブはまた手紙を書のしもベヒゼキヤをそしった。 エー セナケリブはまた手紙を書 たがたを救いだすことができようか であろう」と。「^そして彼らは大声をあげ、ユダヤの言葉を 「スセナケリブの家来は、 (々はささげ物をエルサレムに携えてきて主にささげ、) このほかにも多く主なる神、 およびそ ロの ま また 共とした

ヒゼキヤはその受けた恵みに報いることをせず、その心が高い には彼らに臨まなかった。 祈ったので、 そのころ、 主はこれに答えて、しるしを賜わった。 〓 しかし ヒゼキヤは病んで死ぬばかりであったが、 主 に

あった、しるしについて尋ねさせた時には、神は彼を試みて、彼れあった、しるしについて尋ねさせた時程をつかわして、この国にき下した。このようにヒゼキヤはそのすべてのわざをなし遂げき下した。このようにヒゼキヤはそのすべてのわざをなし遂げた。 まっしかしバビロンの君たちが使者をつかわして、この国に賜わったからである。 ヨ〇このヒゼキヤはまたギホンの水のに賜わったからである。ヨ〇このヒゼキヤはまたギホンの水のにり つ羊と牛をおびただしく所有した。神が非常に多くの貨財を彼らっと うしょう しょゆう かみ ひじょう おお かざい かれ 置き、おりを造って羊の群れを置き、これまた多数の町を設け、かい かっこ む かっこ む またりを まち もう 穀物、酒、油などの産物をおさめ、小屋を造って種々の家畜をさせる。 は、 される との さんばら ない という こへ また 倉庫を造って香 料、盾および各種の尊い器 物をおさめ、 こへまた 倉庫を造って 金ん ぎん ほん 宝石、こも ヒゼキヤは富と栄養をきわめ、宝蔵を造って、金ん ぎん ほうせき 預言者イザヤの黙示とユダとイスラエルの列王の書にしるされょけんしゃ 三日 ヒゼキヤのその他の行為およびその徳行は、 の心にあることを、ことごとく知るために彼を捨て置かれた。 子孫の墓のうちの高い所に葬られた。 。 IIIII ヒゼキヤはその先祖たちと共に眠ったので、ダビデ ユダの人々およびエル アモツの子

七

マナセが彼に代って王となった。サレムの住民は皆その死に当って彼に敬意を表した。 その子

## 第三三

選んだエルサレムとに、わたしの名を永遠に置く。<彼らがもはこの宮と、わたしがイスラエルのすべての部族のうちから するなど、主の前に多くの悪を行って、その怒りをひき起した。するなど、主の前に多くの悪を行って、その怒りをひき起した。をし、魔法をつかい、まじないを行い、口寄せと、占い師を任用たベンヒンノムの谷でその子供を火に焼いて供え物とし、うらなたベンヒンノムの谷で 主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。<彼はましゅ。 みゃ にゃ てん ばんしょう さいだん まず かれサレムにある」と言われた主の宮のうちに数個の祭壇を築き、ヵ し、 についてダビデとその子ソロ の万象を拝んで、これに仕え、四また主が「わが名は永遠にエルばんしょう まが しゅ ないえん またもろもろのバアルのために祭壇を設け、アシラ像を造り、天 た。三すなわち、その父ヒゼキャがこわした高き所を再び築き、 国々の民の憎むべき行いに見ならって、主の目の前に悪を行ったとと、 たる にく かりな み かい かいまん かいな かい かい かい かい は 主 が イスラエルの人々の前から追い払われたます かれ しゅ の律法と定めとおきてとを慎んで行うならば、 彼はまた刻んだ偶像を造って神の宮に安置した。神はこの宮がれています。 くうぞう っく かみ みゃ あんち わたしがすべて命じた事、すなわち、 モンに言われたことがある、「わ モーセが伝えたすべて エルサレム わたしがあなた ムで世を

民にもまさって悪を行わせた。 というがん まま しゅう かとびと まま はる エルク の 前に滅ぼされた国々 の 住 民を迷わせ、主がイスラエルの人々の前に滅ぼされた国々 のすことをしない」と。ヵマナセはこのようにユダとエルサレムのすことをしない」と。カマナセはこのようにユダとエルサレムの 2祖のために定めた地から、 重ねてイスラエルの足かさ を移っ

に攻めこさせられたので、彼らはマナセをかぎで捕え、青銅のか かった。こそれゆえ、主はアッスリヤの王の軍勢の諸様をこれっ主はマナセおよびその民に告げられたが、彼らは心に留めない。 た。これによってマナセは主こそ、まことに神にいますことを

て、酬恩祭および感謝の犠牲を、その上にささげ、ユダに命じて、酬恩祭および感謝の犠牲を、その上にささげ、ユダに命じ祭壇を取り除いて、町の外に投げ捨て、「木主の祭壇を築き直しをいた。」。 まんしゃ ぎせい な ちょうしゅ さいだん きゅ なら と しゅ さんだん きゅ なら な町に軍 長を置き、「五また主の巨カル ロカン・楽いたすべてのな町に軍 長を置き、「五また主の巨カル ロカン・楽いたすべてのよう。 な町に軍長を置き、「五また主の宮から、異邦の神々および偶像をめぐらして、非常に高くこれを築き上げ、ユダのすべての堅固をめぐらして、非常に高くこれを築き上げ、ユダのすべての堅固のうちに築き、魚の門の入口にまで及ぼし、またオペルに石がき I四この後、彼はダビデの町の外の石がきをギホンので、 かん かん まん まん いし 犠牲をささげた。 ただしその神、 主にのみささげた。 西に の方の谷に

が

スラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者たちの言葉は、イラエルの神、主の名をもって彼に告げた先見者だった。このマナた場所などは、先見者の記録のうちにしるされている。このマナた場所などは、先見者の記録のうちにしるされている。このマナとはしませんと、きょくなった。 せんけんしゃ きょく はしょ せんけんしゃ きょく はしょ せんけんしゃ きょく アシラ像および刻んだ像を立てはいま せんけんしゃ きょく とも はしょ せんけんしゃ きょく アファンが彼に代って王となった。

刻んだ像に犠牲をささげて、これに仕え、三三その父マナセが身行った。ずなわちアモンはその父マナセが造ったもろもろのきな 党を結んでアモン王にそむいた者どもをことごとく撃ち殺し結んで彼にそむき、彼をその家で殺した。三日しかし国の民は、たみになった。日日の家来たちは党をアモンは、いよいよそのとがを増した。三日その家来たちは党を を低くしたように主の前に身を低くしなかった。 世を治めた。三一彼はその父マナセのしたように主の前ょうだった。 アモンは王となった時二十二歳で、二年の間 エルサ た。 んせた。 そして国の民はその子ヨシヤを王となして、そのあとを継 いよいよそのとがを増した。このその家来たちは党を かえってこの

#### 第 三四四

ヨシヤは八歳のとき王となり、 エルサレムで三十一 年の間であいだ 世ェ

復命して言った、「しもべらはゆだねられた事をことごとくなぶくめい」。 これ シャパンはその 書る こりょう こうしゃ こうしゅつ こうしゅつ こうしゅつ こうしゅつ こうしゅつ こうしゅう こく シャパンはその 書る こく・テー・し … 発見しました」と。そしてヒルキヤはその書をシャパンに渡しますが、まれば書記官シャパンに言った、「わたしは主の宮で律法の書をキヤは書記官シャパンに言った、「わたしは主の宮で律法の書を ヤはモーセの伝えた主の律法の書を発見した。 1m ロさて彼らが主の宮にはいった金を取りだした時、 1m さて 彼らが主の宮にはいった金を取りだした時、 裂さそ に渡しました」。「<書記官シャパンはまた王に告げて、「祭司がたから、」。 ルキヤはわたしに一つの書物を渡しました」と言い、 た。「ハシャパンはその書を王のもとに持って行き、 とミカの子アブドンと書記官シャパンと王の家来アサヤとに いた。 この れを王の前で読んだ。 そして王はヒルキヤおよびシャパンの子アヒカム In 王はその律法の言葉を聞いて衣を りっぽう ことば き ころも そこでヒル 祭司ヒル・ シャパンは さらに王に +

語ったので、三 ホルダは彼らに言った、「イスラエルの神、紫ースリーとの第二区に住んでいた。彼らはホルダにその趣いであるトクハテの子で、衣装を守る者である。時にホルダ子であるトクハテの子で、衣装を守る者 て、わたしの怒りを引き起そうとしたからである。それゆえ、わて、他の神々に香をたき、自分の手で造ったもろもろの物をもって、他の神々に香をたき、自分の手で造ったもろもろの物をもっ こう仰せられます、『あなたがたをわたしにつかわした人に告げ 守らず、すべてこの書物にします。 である女預言者ホルダのもとへ行った。 言葉についてわたしのために、 なさい。 じて言った、ニ「あなたがたは行って、 イスラエル たをつかわして、 たしの怒りは、この所に注がれて消えない。 〒 しかしあなたが 三 そこでヒルキヤおよび王のつかわした人々は、シャルムの りくだり、 主はわれわれに大いなる怒りを注がれるからです」。 Im 主はこう仰せられます。見よ、わたしはユダの王の との主がいる。 すべてこの書物にしるされていることを行わなかっ 「ニュこの所と、ここに住む者を責める神の言葉を、あルの神、主はこう仰せられる。あなたが聞いた言葉にかなして、主に問わせるユダの王にはこう言いなさい。 心に悔い、神の前に身をひくくし、 衣を裂いて、 われわれの先祖たちが主の言葉をに、またイスラエルとユダの残りの。 わ の前に泣い この シャルムはハスラの の発見され、 いたの 時にホルダは、 た書物 で、 わたしの 种、主はの趣意を 妻ま た  $\mathcal{O}$ 

> しもまた、 あなたを先祖たちのもとに集める。 あなたに聞いた、 と主は言われる。 あなたは安らか 三 人 見み ょ こに住む者のなたかにあなた わ たし

は

が世に 立て、主に従って歩み、心をつくし、精神をつくして、その戒法の宮で発見した契約の書の言葉を、ことごとく彼らの耳には主の宮で発見した契約の書の言葉を、ことごとく彼らの耳には、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこで王の民は、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこで王の民は、老いた者も若い者もことごとく彼に従った。そこで王の民は、おい者の住民、祭司、レビびと、およびすべてての人々、エルサレムの住民、祭司、レビびと、およびすべて 属するすべての地から、憎むべきものをことごとく取り除き、イー・デースをいって行った。 IIII ヨシヤはイスラエルの人々にの契約にしたがって行った。 IIII ヨシヤはイスラエルの人々にれに加わらせた。エルサレムの住民は先祖の神であるその神 ごとく集め、三〇そして王は主の宮に上って行った。 を行おうと言い、ミニエルサレムおよびベニヤミンの人々を皆こめと、あかしと定めとをまもり、この書にしるされた契約の言葉 が世にある日の間は、彼らは先祖の神、主に従って離れなかょ。 ゆいん かん せんぞ かま しゅ したが ほなスラエルにいるすべての人をその神、主に仕えさせた。ヨシ・ステエルにいるすべてのします。 かま しゅっか これそこで王は人をつかわしてユダとエルサレムの サレムの住民は先祖の神であるその神かのは、 『にしるされた契約の言葉』精神をつくして、その戒せいと 長: ユダのすべ 一老をこと

か

## 第三五

■ あなたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあなたがたはイスラエルの王ダビデの書、およびその子ソローをあることのないようにしなさい。< あなたがたは過越の小羊をほんだがって聖所に立ち、このためにレビびとの氏族の区分にしたがい、その班によって、みずから備モンの書に基いて氏族にしたがい、その班によって、みずから備モンの書に基いて氏族にしたがい、その班によって、みずから備モンの書に基いて氏族にしたがい、その班によって、みずから備いるようによりによば、 数三万、また雄牛三千を贈った。それらは王の所有から出したます。これるすべての人のための過越の供え物であって、そのその所にいるすべての人のための過越の供え物であって、そのと、コシヤは、小羊および子やぎを民の人々に贈った。これは皆はコシヤは、いういと、 り行わせ、彼らを励まして主の宮の務をさせ、三また主のまりは、かれてはけている。まであるとの上の十四日に過越の小羊をほふらせ、三祭司にその職しようがった。 宮に、聖なる箱を置きなさい。 者となってすべての も小羊と子やぎ二千六百頭、牛三百頭を祭司に与えて過越の供いるのと、これである。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、いまない。また神の宮のつかさたちヒルキヤ、ゼカリヤ、エヒエルギャ た、「あなたがたはイスラエルの王ダビデの子ソロモンの建てた 伝えた主の言葉にしたがって行いなさい」。 あなたがたの神、主およびその民イスラエルに仕えなさい。 シャは ・四日に過越の小羊をほふらせ、三また主の聖なる・四日に過越の小羊をほふらせ、三祭司にその職務をといる。 まずに でき しょくさい かいがい かんで 主に過越の祭を行った。 すなわちはエルサレムで主に過越の祭を行った。 すなわち へ そのつかさたちも民と祭司とレビびとに真心から イスラエルびとを教えるレビびとに言っ 再びこれを肩にになうに及ばな

に贈って過越の供え物とした。 エル、ヨザバデなども小羊と子やぎ五千頭、牛五百頭をレビびと およびその兄 弟シマヤ、ネタンエルならびにハシャビヤ、 え物とした。ガまたレビびとの長である人々すなわちコナニ エイ

燔祭の物をとり分け、それを民の人々の氏族の区分に従っます。 まっち ないばい まで くぶん したがけ取って注いだ。レビびとはその皮をはいだ。1 = それい — 五 過越の小羊を火であぶり、その他の聖なる供え物を深なべ、サッシッン ト゚ロラーロ゚ である。また牛をもこのようにした。ここそして定めに従ってある。 しくて、 ま、 え、こやがて過越の小羊がほふられたので、祭司祭司たちはその持ち場に立ち、レビびとはその -○このように勤めのことが備わったので、 る マンおよび王の先見者エドトンの命に従ってその持ち場にいいます。
はいまたは、このちょうだが、この持ち場に ためと、アロンの子孫である祭司たちのために備えたのである。 アロンの子孫である祭司たちは、 し、主にささげさせた。これはモーセの書にしるされたとお その後、彼らは自分のためと、祭司たちのために備えをした。ので、然のできないですべての民の人々にくばった。こ6、浅なべなどに煮て、急いですべての民の人々にくばった。こ つた。 アサフの子孫である歌うたう者たちは、 魔たちはおのおの門にいて、その職務を離れるに及ばな 夜になったからである。 兄弟であるレビびとが彼らのために備えたからで それでレビびとは自分たちの 燔祭と脂肪をささげるのに忙 いそが しぼう ダビデ、アサフ、ヘ 祭司はその血を 王がのい の班に従って仕れる 上たが ではんしたが でいったがって にって 変れから いって か l)

四

戦った。の口から出た ようとして来たのではありません。わたしの敵の家を攻めようあずかるところがありますか。わたしはきょう、あなたを攻め使者をつかわして言った、「ユダの王よ、われわれはお互に何ので、ヨシヤはこれを防ごうと出て行った。三 しかしネコは彼にで、ヨシヤはこれを防ごうと出て行った。三 しかしネコは彼にラテ川のほとりにあるカルケミシで戦うために上ってきたのラテ州のほとりにあるカルケミシで戦うために上ってきたの たで、 での できょう できょう できょう できょう できょう できょう できょう きょう きょう きょう きょう きょう きょう きょう しゅうき ともとイスラエルのすべての人々、およびエルサレムの住 民と共にとイスラエルのすべての人々でき 過越の祭を行い、また七日の間、種入れぬパンの祭を行った。」サッシット゚ #ラーリ キューム なぬか サッンピ たねぃ #ラーリ タューム まっり タューム ささげた。」 セ ここに来ていたイスラエルの人々は、そのときささげた。」 セ ^ 預言者サムエルの日からこのかた、 の過越の祭はヨシヤの治世の第十八年に行われた。 き返すことを好まず、 として来たのです。 このこのようにヨシヤが宮を整えた後、エジプトの王ネコはユフ うちには、 しと共におられる神に逆らうことをやめなさい。 ですことを好まず、かえって彼と戦うために、姿を変え、神楽神はあなたを滅ぼされるでしょう」。 三 しかしヨシヤは引ぶ はいおられる神に逆らうことをやめなさい。そうしないこ共におられる神に逆らうことをやめなさい。そうしない シヤ王の命に学 ようにその Ē ヨシヤが、祭司、レビびと、ならびにそこに来たユダ たネコの言葉を聞きいれず、 射手の者どもがヨシヤを射あてたので、 Ęυ 神がわたしに命じて急がせています。 従なが って過越の祭を行い、主の祭壇に燔祭をする。 まの勤めの事がことごとく備わったのしゅ っと またイスラエルの諸王の イスラエルでこのような 行ってメギドの谷で 王はその わた

> 言った。 列王の書にしるされている。 た徳行、 ニヒ およびその始終の行いなどは、 ヨシヤのその他の行為、主の律法にしるされた所に従 にこれを例とした。これは哀歌のうちにしるされている。エネ のために哀歌を作った。歌うたう男、 んだので、その先祖の墓にこれを葬った。そしてユダとエルサ いた第二の車に乗せてエルサレムにつれて行ったが、ついに まで、その哀歌のうちにヨシヤのことを述べ、イスラエルのうち レムは皆ヨシヤのために悲しんだ。これ時にエレミヤはヨシヤ 来たちに、「わたしを助け出せ。 Im そこで家来たちは彼を車から助け出 わたしはひどく傷つ 歌うたう女は今日に至る イスラエルとユダの し、王のもって いって行っ V 死し

## 第三六章

に代って王とならせた。ニエホアハズは王となった時二十三十国の民はヨシヤの子エホアハズを立て、エルサレムでそのような、紫 五 とエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改きのなった。 ルサレムで彼を廃し、かつ銀百タラント、金一タラントの罰金で、エルサレムで三月の間、世を治めたが、三エジプトの王はいった。また、エルサレムで三月の間、世を治めたが、三エジプトの王はいった。 工 |ホアハズを捕えてエジプトへ引いて行った。 工 ホヤキムは王となった時二十五歳で、 <u>+</u> 年ねん め、 0 間が その 工 ールサレ エ

きないようになった。
もので、主の怒りがその民に向かって起り、ついに救うことがでたので、主の怒りがその民に向かって起り、ついに救うことがでたので、主の怒りがその民と、すみかをあわれむがゆえに、しまるの先祖の神、上はその民と、すみかをあわれむがゆえに、しまないようになった。

行きなさい』」。

なることごとくわたしに賜わって、主の宮をユダには地上の国々をことごとくわたしに帰じられた。あなたがは地上の国々をことごとくわたしに賜わって、主の宮をユダには地上の国々をことごとくわたしに賜わって、主の宮をユダには地上の国々をことごとくわたしに賜わって、」。《常

# エズラ記

#### 第一章

告げて言った、
告げて言った、
生さいで、主は全国に布告を発し、また詔書をもってを感動されたので、王は全国に布告を発し、また詔書をもってて伝えられた主の言葉を成まざい。 ペルシャモクロスの心ではえらい エレシャモクロスの元年に、主はさきにエレミヤの口によってペルシャモクロスの元年に、しょ

このほかにまたエルサレムにある神の宮のために真心よりの供えばいる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、蟹、貨財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、野、賃財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、野、賃財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、野、賃財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、野、賃財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、野、賃財、家畜をもって助け、いる者でも、その所の人々は金、野、大の神、主は地上のまり、大の神、大りの供え物をささげよ」。

を力づけ、そのほかにまた、もろもろの物を惜しげなくささげを力づけ、そのほかにまた、もろもろの物を惜しげなくささげるとなり、また、またのに上って行こうと立ち上がった。★その周囲なるから、また、までて神にその心を感動された者は、エルサレムにある主のど、すべて神にその心を感動された者は、エルサレムにある主のど、すべて神にその心を感動された者は、エルサレムにある主のど、すべて神にその心を感動された者は、エルサレムにある主のど、すべて神にその心を感動された者は、エルサレムにある主のど、すべて神にその心を感動された者は、祭司およびレビびとなった。

#### 第二章

シュアとヨアブの子孫は二千八百十二人、セエラムの子孫は一ラの子孫は七百七十五人、スパハテ・モアブの子孫すなわちエ子孫は二千百七十二人、四シパテヤの子孫は三百七十二人、五アそのイスラエルの民の人数は次のとおりである。三パロシのそのイスラエルの民な、になずりである。三パロシの

子孫七十四人。四二歌うたう者は、アサフの子孫百二十八人。四〇レビびとは、ホダヤの子孫すなわちエシュアとカデミエル四〇レビびとは、ホダヤの子孫すなわちエシュアとカデミエル

人。四三 の 人、ミュハリムの子孫一千十七人。

、ルの子孫一千五十二人、 II< パシュルの子孫一千二百四十七

二人、三〇マグビシの子孫は百五十六人、三一他のエラムの子孫はベテルおよびアイの人々は二百二十三人、これネボの子孫は五十 デデおよびオノの子孫は七百二十五人、三四エリコの子孫は三百 ■アドニカムの子孫は六百六十六人、Bビグワイの子孫は二千 Ex 祭司は、エシュアの家のエダヤの子孫九百七十三人、Et イン 四十五人、三田セナアの子孫は三千六百三十人 バの子孫は六百二十一人、こもミクマシの人々は百二十二人、こ ケピラおよびベエロテの子孫は七百四十三人、「゙ラマおよびゲ なわちヒゼキヤの子孫は九十八人、これでザイの子孫は三百二十 五十六人、「ヨアデンの子孫は四百五十四人、「スアテルの子孫す 子孫は六百二十三人、三アズガデの子孫は一千二百二十二人、こ 子孫は七百六十人、。のバニの子孫は六百四十二人、こ ベバイの 十八人、三四アズマウテの子孫は四十二人、三五キリアテ・ヤリム、 十三人、三ネトパの人々は五十六人、三アナトテの人々は百二 三人、10 ギバルの子孫は九十五人、三 ベツレヘムの子孫は百二 三人、「<ヨラの子孫は百十二人、「nハシュムの子孫は二百二十 千二百五十四人、ハザットの子孫は九百四十五人、ヵザッカイの 千二百五十四人、三ハリムの子孫は三百二十人、三四口ド、ハ

> 門衛の子がして アックブの子孫、ハテタの子孫、ショバイの子孫合わせて百三十 茶は、シャルムの子孫、アテルの子孫、タルモンの子孫、

アスナの子孫、メウニムの子孫、ネフシムの子孫、五二バクブクザムの子孫、四ヵウザの子孫、パセアの子孫、ベサイの子孫、五の子孫、ガルの子孫、レアヤの子孫、四八レヂンの子孫、ネコダの子孫、ガ ハッゼバイムの子孫、アミの子孫。デルの子孫、ヸセシパテヤの子孫、ハッテルの子孫、 子孫、シャルマイの子孫、ハナンの子孫、四セギデルの子孫、ガレギネ、レンナの子孫、ハガバの子孫、アックブの子孫、四六ハガブの五、八ガバの子孫、四六ハガブの テの子孫、ペリダの子孫、禹六ヤアラの子孫、ダルコンの子孫、ギ 子孫、テマの子孫、五四ネヂアの子孫、ハテパの子孫である。 ヒダの子孫、ハルシャの子孫、ヨニバルコスの子孫、シセラのの子孫、ハクパの子孫、ハルホルの子孫、ヨニバヅリテの子孫、メ オテの子孫、四四ケロスの子孫、シアハの子孫、パドンの子孫、四 四三宮に仕えるしもべたちは、ヂハの子孫、ハスパの子孫、タバッキャー っか ソタイの子孫、ハッソペレ ポケレテ・

氏族とその血統とを示して、 ンおよびインメルから上って来た者であったが、 ma 次にあげる人々はテル・メラ、テル・ハレサ、 合わせて三百九十二人。 票 宮に仕えるしもべたちとソロモンのしもべたちの そのイスラエルの者であることを ケルブ、 彼らはその 3子孫とは アダ

明らかにすることができなかった。<<br/>
っちから妻をめとったので、その名で呼ばれることになった。のうちから妻をめとったので、その名で呼ばれることになった。のうちから妻をめとったので、その名で呼ばれることになった。のうちから妻をめとったので、その名で呼ばれることになった。かれた。<br/>
たが見いだされなかったので、その名で呼ばれることになった。たが見いだされなかったので、その名で呼ばれることになった。かれた。<br/>
たが見いだされなかったので、汚れた者として、祭司の職から除たが見いだされなかったので、汚れた者として、祭司の職から除たが見いだされなかったので、汚れた者として、祭司の職から除たが見いだされなかった。<br/>
な祭司の興るまでは、いと聖なる物を食べてはならないと言った。。

第

だ。

与えて、 物および各自が主にささげる真心よりの供え物をささげた。☆後は常燔祭、新月と主のすべて定められた祭とにささげる供えのも、じょうはんぎい、しんけっ、しゅ 祭壇を築いた。これは神の人モーセの律法にしるされたところさいだ。 まず かと りょぼう かん かん かいの子ゼルバベルとその兄 弟たちは立って、イスラエルの神のかみ されたところに従って仮庵の祭を行い、 国々の民を恐れていたので、祭壇をもとの所に設けた。に従って、その上に燔祭をささげるためであった。三にだって、その上に燔祭をささげるためであった。三 ささぐべき数のとおりに、日々の燔祭をささげた。虽そしてその その上で燔祭を主にささげ、朝夕それをささげた。四また、 ヨザダクの子エシュアとその仲間の祭司たち、 になって、民はひとりのようにエルサレムに集まった。ニそこで らヨッパの ペルシャ王クロスから得た許可に従って、 海に香柏を運ばせた。 おきてに従って、 およびシャルテ レバノンか 一彼らは そして しる

さてエルサレムの神の宮に帰った次の年の二月に、シャルテットのようない。

2

第 匹

立た つ て、 主の宮の工事を監督させた。れそこでユダの子孫であるエシュットの人々と共に工事を始め、二十歳以上のレビびとを立てて、 他たル ルをとり、 をつけてラッパをとり、アサフの子らであるレビびとはシンバ よびレビびとの子らと、その兄弟たちもまた一緒であった。 アとその子らおよびその兄弟、カデミエルとその子らは共に ○ こうして建築者が主の宮の基礎をすえた時、 はいまくしゃ しゅ なき きょ 他の祭司、 こ彼らは互に歌いあって主をほめ、 主はめぐみ深く、 ゼルバベルとヨザダクの子エシュアはその 神の宮で工事をなす者を監督した。ヘナダデの子らおかる。 イスラエルの王ダビデの指令に従って主をさんびし レビびとおよび捕囚からエルサレムに帰って来たす かつ感謝し、 祭司たちは礼服 兄弟であ る

そのいつくしみは

ぶ者も多かった。ここそれで、人々は民の喜び叫ぶ声と、民の泣き。 まま まま とき ままじん ないた。また喜びのために声をあげて叫いた。また喜びのために声をあげて叫き また また ない 今この宮の基礎のすえられるのをみ えるじん 祭司、レビびと、氏族の長である多くの人々のうちに、もとの宮地んだ。主の宮の基礎がすえられたからである。こしかしと言った。そして民はみな主をさんびするとき、大声をあげてと言った。 く声とを聞きわけることができなかった。 その声が遠くまで聞えたからである。 とこしえにイスラエルに絶えることがない」 民が大声に叫 んだの

> らこのかた、われわれは彼に犠牲をささげてきました」。三しかスリヤの王エサル・ハドンがわれわれをここにつれて来た日かれはあなたがたと同じく、あなたがたの神を礼拝します。アッ 人々が、イスラエルの神、主のために神殿を建てていることをできている。これでは、たったがない。これでは、たったがない。これがとベニヤミンの敵である者たちは捕囚から帰ってき たちは、彼らに言った、「あなたがたは、われわれの神に宮を建しゼルバベル、エシュアおよびその他のイスラエルの氏族の長らこのかた、われわれは彼に犠牲をささげてきました」。三しからこのかた、 のために建てるのです」。われわれに命じたように、 れはあなたがたと同じく、あなたがたの神を礼拝します。 れも、 き、ニゼルバベルと氏族の長たちのもとに来て言った、 てることにあずかってはなりません。ペルシャの王クロス王 あなたがたと一緒にこれを建てさせてください。 われわれだけで、イスラエルの神、 ってきた 「われ われ 主じが わ

よびその他の同僚も、ペルシャ王アルタシャスタに手紙を書せまたアルタシャスタの世にビシラム、ミテレダテ、タビエル ユダとエルサレムの住民を訴える告訴状を書いた。 だ。 スアハスエロスの治世、すなわちその治世の初めに、彼ら、だ。 スアハスエロスの治世、すなわちその治世の初めに、彼ら、 なれ ルシャ王クロスの代からペルシャ王ダリヨスの治世にまで及ん その手紙の文はアラム語で書かれて訳されていた。^ へ 長 官 を書い

うった っぎ しょきかん しょきかん 城壁が築きあげうっここう、いっかったいわれは王にお知らせいたします。れわれは王にお知らせいたします。 しょう。「四われわれは王 宮の塩をはむ者ですから、王の不名誉関税、税金を納めなくなります。 そうすれば王の収 入が減るでたぜい ぜいきん ちょうしょう しょうにょう くもしこの町を建て、城 壁を築きあげるならば、彼らはみつぎ、もしこの重き たいしょうくき きず に来て、かのそむいた悪い町を建て直し、その城壁を築きあげ、とから、わたしたちの所に上って来たユダヤ人らはエルサレムとから、 地に住ませた者どもが、こまった手紙の写しはこれである。スナパルが、移してサマリヤの町々および川向こうのその他のスナパルが、移してサマリヤの町々および川向こうのその他のわちエラムびと、10 およびその他の民すなわち大いなる尊いオわちエラムびと、10 およびその他の民すなわち大いなる尊いオ この町はそむいた町で、諸王と諸州に害を及ぼしたものである。 役人、ペルシャ人、エレクの人々、バビロン人、スサの人々すなやくにん 書記官シムシャイおよびその他の同僚、すなわち裁判官、知事、 しよう。 いさつを申し上げます。ニー王よ、ご承知ください。あなたの 訴えて次のような手紙をしたためた。ヵすなわち長官レホムと を見るに忍びないので、人をつかわして王にお聞かせするので その基礎をつくろっています。「三王よ、 ――「アルタシャスタ王へ、川向こうのあなたのしもべども、 この町が滅ぼされたのはこれがためなのです。 その中に古来、むほんの行われたことを知られるで はアルタシャスタ王にエルサレムを いまご承知ください。 ニュわ あ ŧ

中止された。 中に反乱、 下るまで、この町を建てさせてはならない。三 あなたがたは慎くだったれたいではなったがたは命令を伝えて、その人々をとどめ、わたしの命令のあなたがたは命令を伝えて、その人々をとどめ、わたしの命令のめ、みつぎ、関税、ぜいきん、かっていた。三 それでめ、みつぎ、関税、ぜいきん、かっていた。三 それで 彼らをやめさせた。 1四 それでエルサレムにある神の宮の工事ができない。 20 それでエルサレムのユダヤ人のもとにおもむき、腕力と権力とをもって 手紙を、わたしの前に明らかに読ませた。| ヵわたしは命令を下てがみ ためいさつをする。いま、| ^ あなたがたがわれわれに送ったに、あいさつをする。いま、| ^ あなたがたがわれわれに送った シャイとその同僚の前に読み上げられたので、 ニニアルタシャスタ王の手紙の写しがレホムおよび書記官シム て損害を増して、王に害を及ぼしてよかろうか」。 して調査させたところ、この町は古来、諸王にそむいた事、そのます。 その他サマリヤおよび川向こうのほ ムには大いなる王たちがあって、川向こうの地をことごとく治 でしょう」。 んでこのことについて怠ることのないようにしなさい。 王は返書を送って言った、「長官レホム、書記宮は、へんじょ、おく むほんのあったことを見いだした。 IO またエルサレ すなわちペルシャ王ダリヨスの治世 かの所に住んでいる同僚 彼らは急いでエ 官シムシャイ、 どうし 年まで

\_ 七

#### 第五章

彼らと共にいて彼らを助けた。 は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に向かって、彼らの上にいる、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも、ルの子ゼルバベルおよびヨザダクの子エシュアは立ちあがっかの子ゼルバベルおよびヨザダクの子エシュアは立ちあがった。ますイスラエルの神の名によって預言した。ニそこでシャルテますイスラエルの神の名によって預言した。ニそこでシャルテますイスラエルの神の名によって預言者、は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に向かって、彼らの上にいは、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に向かって、彼らの上にいば、コダとエルサレムにいるユダヤ人に向かって、彼らの発言者によって、エルサレムによって、は、コダヤルのでは、カードの名には、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのではなりでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは、カード・ファイルのでは

では、次のようにしるされてあった。「疑れがあなたがたとその同僚は彼らの所に来てこう言った、「だれがあなたがたとその同僚は彼らの所に来てこう言った、「だれがあなたがたとその同僚は彼らの所に来てこう言った、「だれがあなたがたとその同僚は彼らの所に来てこう言った、「だれがあなたがたとその同僚は彼らの所に来てこう言った、「だれがあなたがたた。五しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれてた。五しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれてた。五しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれてた。五しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれてた。五しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれてた。五しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれてた。五に奏して、その返答の来るのを待った。「願わくはダリヨス王に送った。」「解である川向こうの州の知事とせることができず、その事をダリヨスに奏して、その返答の来るのを待った。「からからない。」というのか」と尋ねまれば、次のようにしるされてあった。「願わくはダリヨス王に述った。」「ないというの別の知事とおが、ダリヨス王に送った。」「ないとおりである。」「ないとおりである。」「ないとおりである。」「ないとおりである。」「ないとおりである。」「ないとないとないできず、その事をダリコス王に述った。」「ないとおりである。」「ないとないできず、その事を終した。」「ないとないできず、その事を終した。」「ないとないとないできないとないできないとないできず、かの大いなる神のす。すなわち、かの大いなる神のす。すなわち、からととはいて彼らを助けた。」

かれている。 ある宮に納め、神の宮をもとの所に建てよ」と。 I 木 そこでこの後に言われました、「これらの器を携えて行って、エルサレムにして、彼が総督に仕しナイ・ して、彼が総督に任じたセシバザルという名の者に渡して、「五神殿に移した神の宮の金銀の器を、バビロンの神殿から取り出た。 なっちょう きゅうきょう から ない かられい エルサレムの宮からバビロンのス王は先にネブカデネザルが、エルサレムの宮からバビロンのます。 きゃっきゃっきゃ この宮を再び建てることの命令を下されました。「四またクロネ・ジャグ・ゲーダー めいれい くだっかん ここところがバビロンの王クロスの元年に、クロス王は神のた。「三ところがバビロンの手りのかんねん れはもと、イスラエルの大いなる王の建てあげたものですが、こあって、年久しい昔に建てられた宮を、 再び建てるのです。これに答えてこう言いました、『われわれは天地の神のしもべでれにきえて この城壁を築きあげることを命じたのか』と。「○われわれ」 を組んで れたので、彼はこの宮をこわし、民をバビロンに捕えて行きまし彼らを、カルデヤびとバビロンの王ネブカデネザルの手に渡され せするために、 た彼らのかしらたる人々の名を書きしるして、 に尋ねてこう言いました、『だれがあなたがたにこの宮を建て、 て大いにはかどっています。π そこでわれわれはその長 老たち その時から今に至るまで、建築を続けていますが、まだ完成がない。 の です』と。 壁をつくり、その工事は勤 その名を尋ねました。ニすると、 せそれで今、 もし王がよしと見られるなら 勉に行われ、彼らの手によっ あなたにお知ら 彼らはわれ わ

ください」。
ください」。
ないまについての王のお考えをわれわれに伝えてかを確かめ、この事についての王のお考えをわれわれに伝えてを建てることの命令が、はたしてクロス王から出ているかどうを建てることのでが、はたしてクロス王から出ているかどうば、バビロンにある王の宝庫を調べて、エルサレムの神のこの宮ば、バビロンにある王の宝庫を調べて、エルサレムの神のこの宮ば、バビロンにある王の宝庫を調べて、エルサレムの神のこの宮崎

#### 第プ音

れに遠ざかり、セ神のこの宮の工事を彼らに任せ、ユダヤ人のとその同僚である川向こうの州の知事たちよ、あなたがたはことうで、「それで川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイス・「それで川向こうの州の知事タテナイおよびセタル・ボズナイ

神よ、願わくはこれを倒されるように。して手を出す王あるいは民は、かしこに 梁は抜き取られ、彼はその上にくぎづけにされ、その家はまた、す。だれでもこの命ずる所を改める者があるならば、その家のす。だれでもこの命ずる所を改める者があるならば、その家の 油などエルサレムにいる祭司たちの求めにしたがって、日々怠いのできない。 示す。王の財産、すなわち川向こうの州から納めるみつぎの中しゅ。 まっ ざいきん かわせ しゅう まさて、あなたがたがこれらのユダヤ人の長 老たちになすべき事を す。心してこれを行え」。 とする者、 これがために汚物の山とされるであろう。ここれを改めよう。 させ、王と王子たちの長寿を祈らせよ。こわたしはまた命を下きず、ますいと、これをいる。これたしはまた命を下されている。 りなく彼らに与え、10彼らにこうばしい犠牲を天の神にささげかれ、 また かみ 滞らないようにせよ。πまたその必要とするもの、すなわち天のパランド から、その費用をじゅうぶんそれらの人々に与えて、その工事を あるいはエルサレムにある神のこの宮を滅ぼそうと かしこにその名をとどめられる われダリヨスは命を下

Im この宮はダリヨス王の治世の六年アダルの月の三日に完成びペルシャ王アルタシャスタの命によって、これを建て終った。

1

#### 第七章

これらの事の後ペルシャ王アルタシャスタの治世にエズラとこれらの事の後ペルシャ王アルタシャスタの治世にエズラとはザドクの子、ザドクはアヒトブの子、『アヒトブはアマリヤの子、アザリヤはヒルキヤの子、アビシュアはピネハスの子、ピネハヨテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、ヨテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、コテはゼラヒヤの子、ゼラヒヤはウジの子、ウジはブッキの子、スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子である。スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子である。スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子である。スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子である。スはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子、ピネハスの子、ピネハスのエズラはバビロンから上って来た。彼はイスラエルの神、上がおどけになったモーセの律法に精通した学者であった。やは、上がおどけになったモーセの律法に精通した学者であった。その神、主の手が彼の上にあったので、その求めることを王はことがない。

わ

旨に従ってそれを行え。In またあなたの神の宮の勤め事のたます。とが、 ままましょうと思うよい事があるならば、あなたがたの神のみならない。In また、あなたとあなたの兄弟たちが、その余ったならない。In また、あなたとあなたの兄弟たちが、その余った 州であなたが獲るすべての金銀、エルの神に真心からささげる銀と を下す。 えて行く。「せそれであなたはその金をもって雄牛、雄羊、小羊しゅう」というであるその神の宮のために、真心からささげた供え物を携いてあなたが獲るすべての金銀、および民と祭司とが、エルサー州であなたが獲るすべての金銀、および民と祭司とが、エルサーバーの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全エルの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全エルの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全工ルの神に真心からささげる銀と金を携え、「木またバビロン全工ルの神に真心がある。」 たと共に行くことができる。 四あなたは、自分の手にあるあな あるあなたがたの神の宮の祭壇の上に、これをささげなければ およびその素祭と灌祭の品々を気をつけて買い、 たの神の律法に照して、ユダとエルサレムの事情を調べるため 0) めにあなたが与えられた器は、エルサレムの神の前に納った。 紫 きょ つあなたは王およびその議官らが、エルサレムにいますイスラ レビびとのうち、すべてエルサレムへ行こうと望む者は皆、あなりだびとのうち、すべてエルサレムへ行こうと望む者は皆、あな とも、いっとおりである。ニ 「諸王の王アルタシャスタ、天とが、 」 このとおりである祭司エズラに送る。今、ニわたしは命い神の律法の学者である祭司エズラに送る。今、ニわたしは命い神の律法の学者である祭司エズラに送る。今、ニカたしは命いか。 」 ころのとおりである。ニ 「諸王の王アルタシャスタ、天と、 」 ころのとおりである。ニ 「諸王の王アルタシャスタ、天と、 」 ころのとおりである。ニー 「諸王の王アルタシャスタ、天と、 」 ころのとおりである。ニー 「おき」、 こコの与えた手紙の 王および七人の議官によってつかわされるのである。まれてイミーになってのかわされるのである。 、アルタシャスタ王は川向こうの州のすべての倉づかされを王の倉から出して用いよ。いかあなたの神の宮のために用うべき必要なものがあれいかあなたの神の宮のために用うべき必要なものがあれ 祭司であるエズラにアルタシャスタ王の与えた手紙 エルサレムに めよ。= 。豆か ょ。 に、 に

定さの神のかるのかなのかなかのから で、油は百パテまで、塩は制限なく与えよ。三三天の神の宮のた銀は百タラントまで、小麦は百コルまで、ぶどう酒は百パテまなたがたに求める事は、すべてこれを心して行え。三 すなわちなたがたに求める事は、すべてこれを心して行え。三 すなわち あなたの神の律法を知っている者たちを、ことごとくさばかせかさおよび裁判人を立て、川向こうの州のすべての民、すなわちいまがはには、なった、からは、からいの人であった。ないはあなたの手にある神の知恵によって、つ しないと神の怒りが、王と王の子らの国に臨むであろうめに、天の神の命じるところは、すべて正しくこれを行え。 われわれは、またあなたがたに告げる、『祭司、 命を下して言う、『 \*あなたがたはまたこれを知らない者を教えよ。 = \* あなた あるいは投獄に処せよ」。 律法および王の律法を守らない者を、きびしくその罪にリヘロリラ ロ サッロ ワースffラ ロッロffラ ロ サール あるいは死刑に、あるいは追放に、 天の神の律法の学者である祭司でかる。 臨むであろう』。こののぞ あるいは財産没収 レビびと、 エ エズラが そう

王の前と、その議官の前と王の大臣の前で、わたしに恵みを得さます。 まき まっ だいじゃ まえ まっき まっぱ エの心に、エルサレムにある主の宮を飾る心を起させ、三、またます いころ を 得ぇ せられた。 二七 われわれの先祖の神、主はほむべきかな。 イスラエ わたしは ルのうちから首領たる人々を集めて、 わが神、 しゅうよう ひとびと あっ 主の手がわたしの上にあるので力しゅ て 主はこのように、 わたしと

- アル の子シロミテおよび彼と共にある男百六十人。ニベバイのと共にある男二百十八人。こバニの子孫のうちではヨシピア 人。ヵヨアブの子孫のうちではエヒエルの子オバデヤおよび彼か のうちではミカエルの子ゼバデヤおよび彼と共にある男八十の子エサヤおよび彼と共にある男七十人。<シパテヤの子孫 ラヒヤの子エリヨエナイおよび彼と共にある男二百人。 単ザッ載せられた男百五十人。四パハテ・モアブの子孫のうちではゼ シ。ョパロシの子孫のうちではゼカリヤおよび彼と共に系譜にちではダニエル。ダビデの子孫のうちではシカニヤの子ハット 子孫のうちではベバイの子ゼカリヤおよび彼と共にある男 ニ よび彼と共にある男五十人 ニピネハスの子孫のうちではゲルショム。 る男三百人。 ^ アデンの子孫のうちではヨナタンの子エベデお ツの子孫のうちではヤハジエルの子シカニヤおよび彼と共にあ では後に来た者どもで、その名はエリペレテ、ユエル、シマヤお ンおよび彼と共にある男百十人。ここアドニカムの子孫のうち 十八人。== アズガデの子テネムのうちではハッカタンのごヨハナーハん。== アズガデのトーテネムのうちではハッカタンのごヨハナ よび彼らと共にある男 六十人。「mビグワイの子孫のうちでは \* いっつぎく のよう サント カッド のぎ タシャスタ 玉の かせい バビロンからわたしと一緒 いっしょ へ。<br />
セエラムの子孫のうちではアタリ イタマルの子孫のう

言った。「<われわれの申がよ、うし)、
なった。「<われわれの神の宮のために、仕え人をわれわれに連れて来いとれわれのな。
なった。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 である宮に仕えるしもべたちに告ぐべき言葉を、彼らに授け、わに彼らをつかわし、カシピアという所にいるイドと、その兄弟の後ゃった。」もそしてわたしはカシピアという所の首長イドのもといた。」もそしてわたしはカシピアという所の首 し、われわれの神の前で身をひくくし、三 そこでわたしは、かしこのアハワ ビびとに仕えさせるために選んだ宮に仕えるしもべ二百二十人 よび宮に仕えるしもべ、すなわちダビデとそのつかさたちが、レラリの子孫のエサヤとその兄弟およびその子ら二十人、こっお を連れてきた。これらの者は皆その名を言って記録された。 を、 ン、ナタン、ゼカリヤ、メシュラムという首長たる人々を招き、 にはレビの子孫はひとりもいなかったので、「木人をつかわして 三日のあいだ露営した。わたしは民と祭司とを調べたが、そこ。 またヨヤリブ、およびエルナタンのような見識のある人々を招 エリエゼル、アリエル、シマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタ | 1 わたしは彼らをアハワに流れる川のほとりに集めて、そこに第一のほとりに集めて、そこに ウタイとザックルおよび彼らと共にある男 七十人 、われわれに連れて来、「n またハシャビヤおよび彼と共に、メ すなわちセレビヤおよびその子らとその兄弟たち十八人に かしこのアハワ川のほとりで断食を布告かしこのアハワ州のほとりで断食を布告 ために、正しい道を示されわれわれと、われわれの (である。

幼き者と、われわれのすべての貨財のために、正しいでは、もの

神はその願いを聞きいれられた。 これは、われわれがさきに王に告げるように神に求めた。 ここれは、われわれがさきに王に告げるように神に求めた。 ここれは、われわれがさきに王に告げるように神に求めた。

マおよびその兄弟十人を選び、三番銀および器物、すなわち王と、その議官と、その諸侯およびすべて在りのイスラエルびとと、その議官と、その諸侯およびすべて在りのイスラエルびとと、その議官と、その諸侯およびすべて在り、かつ守りなさい」。三のそこで祭司およびレビびとたちは、その神、主にささげた真心よりの供え物である。これを量って彼らにする。この器物も聖である。またこの金銀は、あなたがたは主に聖別された者であった。これをしは彼らに言った、「あなたがたは主に聖別された者であった。」といる。とは彼らに言った、「あなたがたは主に聖別された者であった。」といる。この器物も聖である。またこの金銀は、あなたがたの先祖の神、主にささげた真心よりの供え物である。これを出る。この器物も聖である。またこの金銀は、あなたがたの先祖の神、主にささげた真心よりの供え物である。これを出る。この器物も聖である。またこの金銀は、あなたがたはオスラエルの氏族のかしらたちの前で、これを量るまで、見張イスラエルの氏族のかしらたちの前で、これを量るまで、見張り、かつ守りなさい」。三のそこで祭司およびレビびとたちは、それなどが、からからなどのようないとない。

この中では、この生き、できょうが、この生さのものを受け取った。 ここ われわれは正月の十二日に、アハワ川を出立してエルサレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネハスの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネースの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。ピネースの子エレリヤの子祭司メレモテの手に量って渡した。とは、およびにあって、から、というないと、この中では、アハワ川を出立してエルサレえて行くため、その重さのものを受け取った。とめられた。このすなわちそのすべての数と重さとを調べ、その重さは皆書きとめられた。

こうの州の知事たちに渡したので、彼らは民と神の宮とを援助した。 こうの州の知事たちに渡したので、彼らは民と神の宮とを援助ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向ある。三末彼らはまた王の命令書を、王の総督たち、および川向から帰って来た者は、イスラエルニュそのとき捕囚の人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人を、おいの人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人を、おいの人々で捕囚から帰って来た者は、イスラエルーは、おいの人を、おいの人々で捕囚から帰って来た。

#### 第九章

これらの事がなされた後、つかさたちは、わたしのもとに来て

なって、わたしは断食から立ちあがり、着物と上着を裂いたまけるので、かみ ことば 供え物の時まで、 驚きあきれてすわった。五 夕の供え物の時に イスラエルの神の言葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た イスラエルの神の言葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た はの とき しゅう そな もの とき におののく者はち、強とから やさ せん とき におったい かみ ことば はこゅう でな もの とき イスラエルの神の言葉におののく者は皆、捕囚から帰って来た はない とき といげを抜き、驚きあきれてすわった。四上着とを裂き、髪の毛とひげを抜き、驚きあきれてすわった。四上着とを り、またそのむすこたちにめとったので、聖なる種が諸国の民とべき事を行いました。こすなわち、彼らの娘たちをみずからめと ンモンびと、モアブびと、エジプトびと、アモリびとなどの憎む れないで、カナンびと、ヘテびと、ペリジびと、 言った、「イスラエルの民、 のとがを犯しました」。=わたしはこの事を聞いた時、 まじりました。そしてつかさたる者、 長たる者が先だって、 ひざをかがめて、 わが神、 神、 祭司およびレビびとは諸国 のたる ・ 着<sup>もの</sup> と と離な ح ア

国々の王たちの手にわたされ、つるぎにかけられ、捕え行かれ、不義によって、われわれとわれわれの王たち、および祭司たちは不義によって、われわれとわれわれは大いなるとがを負い、われわれのの日から今日まで、われわれは大いなるとがを負い、われわれの先祖われのとがは重なって天に達したからです。セわれわれの先祖 赤面します。 「わが神よ、 かすめられ、恥をこうむりました。 れわ われわれの不義は積って頭よりも高くなり、 わたしはあなたにむかって顔を上 れの神、 主じゅは、 しばし恵みを施して、 今日のとおりです。 。
もわれわれの先祖
りも高くなり、われ |げるのを恥じて、 0) がれ残る ハところ

でわれわれに保護を与えられました。
でわれわれに保護を与えられました。カれわれのうちにおき、その聖所のうちに確かなよりであれわれに保護を与え、こうしてわれわれの神はわれわれの目を明らかにも神はわれわれを見捨てられず、かえってペルシャ王たちのにも神はわれわれを見捨てられず、かえってペルシャ王たちのにも神はわれわれを見捨てられず、かえってペルシャ王たちのにも神はわれわれを見捨てられず、かえってペルシャ王たちのにも神はわれわれを見捨てられず、かえってペルシャ王たちの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てさせ、その破壊をつくろわせ、ユダとエルサレムの神の宮を建てされた。

者も、のがしようか。 われわ 破って、これらの紫 前に立つことはできません」。 вああ、イスラエルの神、主よ、あなたは正しくいらせられ な。 とがをもってあなたの前にあります。 くださったのを見 のがれる者もないようにされるのではないでしょうか。こ れはのがれて残ること今日のとおりです。 あなたはわれわれを怒って、ついに滅ぼし尽し、残るこれらの憎むべきわざを行う民と縁を結んでよいで |憎むべきわざを行う民と縁を結んでよれながら、|四われわれは再びあなたの命 それゆえだれもあなたの 再びあなたの命 われわれ ます。 令机 は、 を

## 第一〇章

彼のもとに生き、男、女や らの妻ならびにその子供たちを、ことごとく追い出すというと、われわれの神の命令におののく人々の教とに従って、これと、われわれのかないにおののく人々の教とに従って、これ 異邦の女をめとりました。 言った、「われわれは神にむかって罪を犯し、こうムの子孫のうちのエヒエルの子シカニヤが、エ - エズラが エルに、今なお望みがあります。三それでわれわれはわが主の教 男、女および子供の大いなる群集がイスラエルのうちからまかりません ことも まま ぐんしゅう かつざんげしていた スラが神の宮の前に泣き伏して祈り、かつざんげしていた いましょう。 われわれの神に立てましょう。そして律法に従ってこかが、たった。 |集まってきた。民はいたく泣き悲しんだ。| 時にエック 四立ちあがってください。 しかし、 このことについてはイスラ 、この事はあなたの エズラに告げて  $\mathcal{O}$ 地の民から

↑エズラは神の宮の前から出て、エリアシブの子ヨハナンのへきない。まなで、彼らは誓った。まびすべてのイスラエルびとに、この言葉のように行うことをよびすべてのイスラエルびとに、この言葉のように行うことをよった。 われわれはあなたを助けます。 心を強くしてこれ仕事です。われわれはあなたを助けます。 ごろっぱいしてごれ

宮の前の広場に座して、このことのため、また大雨のために震きやまた。されは九月の二十日であった。すべての民は神に集まった。これは九月の二十日であった。すべての民は神れそこでユダとベニヤミンの人々は皆三日のうちにエルサレ に夜を過ごした。これは彼が、捕囚から帰った人々のとがを嘆います。
やにはいったが、そこへ行っても彼はパンも食べず、水も飲まず、エズラは神の宮の前から出て、エリアシブの子ヨハナンのへ 「あなたがたは罪を犯し、異邦の女をめとって、イスラエルのとおののいていた。10時に祭司エズラは立って彼らに言った、 され、 集まるべき事と、<つかさおよび長老たちのさとしに従って、布告を出し、捕囚から帰ったすべての者に告げて、エルサレムにいたからである。 セそしてユダおよびエルサレムにあまねく かし民は多く、また大雨の季節ですから、た、「あなたの言われたとおり、われわれ 異邦の女と離れなさい」。 三すると会衆は皆大声をあいほう かんな はな がを増した。こそれで今、あなたがたの先祖の神、 三日のうちにこない者はだれでもその財産はことごとく没い。 して、そのみ旨を行いなさい。 その人自身は捕われ人の会から破門されると言った。 かいしゅう。みなおおごえあなたがたはこの地の民および われわれは必ず行い 外に立って 。すべての民は神の 、ます。 いることは ために震え めげて答え 収り U

長老および裁判人も、それと一緒にこさせなさい。 この事によるわれわれの神の激しい怒りは、ついにわれわれを 離れるでしょう」。「mところがアサヘルの子ヨナタンおよびテ クワの子ヤハジアはこれに反対した。そしてメシュラムおよび るならば、 れでどうぞ、 できません。 レビびとシャベタイは彼らを支持した。 われわれはこの事について大いに罪を犯したからです。 は、みな定めの時にこさせなさい。またおのおのの町のます。というできます。これわれの町の内に、もし異邦の女をめとった者があった。 われわれのつかさたちは全会衆のために立ってく またこれは一日やふつかの仕事ではありません。 そうすれば -四 そ

を調べ、1も 正月の一日になって、異邦の女をめとった人々をこのその名をさして選んだ。 彼らは十月の一日から座してこの事から祭司エズラは、氏族の長たちをその氏にしたがい、おのおおりのエズラは、氏族の長さ とごとく調べ終った。 | A そこで捕囚から帰って来た人々はこのように行った。 すな

ではマアセヤ、エリエゼル、ヤリブ、ゲダリヤであった。」れ彼れ ルの子らのうちではハナニおよびゼバデヤ。ニ ハリムの子ら というので、 うちではマアセヤ、 ヨザダクの子エシュアの子ら、およびその兄 弟たちのうち そのとがのために雄羊一頭をささげた。このインメ エリヤ、 シマヤ、 エヒエル、 ウジヤ。 三 た 者 の

> ル、ネタンエル、ヨザバデ、エラサ。 パシュルの子らのうちではエリオエナイ、 マアセヤ、 イシマエ

ケラヤ(すなわち

タン、アダヤ、四○マクナデバイ、シャシャイ、シャライ、四二 ヤアス。
三、ビンヌイの子らのうちではシメイ、
三ヵシレミヤ、 ☆ワニア、メレモテ、エリアシブ、Etマッタニヤ、マッテナイ、 はマアダイ、アムラム、ウエル、ニョベナヤ、ベデヤ、ケルヒ、ニ リパレテ、エレマイ、マナセ、シメイ。ミュバニの子らのうちで ョハシュムの子らのうちではマッテナイ、マッタタ、ザバデ、エ キヤ、シマヤ、シメオン、三、ベニヤミン、マルク、シマリヤ。 マナセ。三 ハリムの子らのうちではエリエゼル、イシヤ、マル ケラル、ベナヤ、マアセヤ、マッタニヤ、ベザレル、ビンヌイ、 シャル、エレモテ。三のパハテ・モアブの子らのうちではアデナ、 ヵバニの子らのうちではメシュラム、マルク、アダヤ、ヤシュブ、 イの子らのうちではヨハナン、ハナニヤ、ザバイ、アテライ。ニ エリアシブ、マッタニヤ、エレモテ、ザバデ、アジザ。ニへベバ エレモテ、エリヤ。こせザットの子らのうちではエリオエナイ、 ラムの子らのうちではマッタニヤ、ゼカリヤ、エヒエル、アブデ、 マルキヤ、ミヤミン、エレアザル、ハシャビヤ、ベナヤ。ニ、エ こまイスラエルのうち、パロシの子らのうちではラミヤ、エジア、 リタ)、ペタヒヤ、ユダ、エリエゼル。ニョ歌うたう者のうちでは III レビびとのうちではヨザバテ、シメイ、 エリアシブ。門衛のうちではシャルム、テレム、ウリ。

とった者である。彼らはその女たちをその子供と共に離縁したった者である。彼らはその女たちをその子供と共に離縁していく、ヨエル、ベナヤ。四これらの者は皆異邦の女をめて、ヨエル、ベナヤ。四これらの者は皆異邦の女をめて、ヨニネボの子らではエイエル、マッタテヤ、ザバデ、ゼビナ、ザリエル、シレミヤ、シマリヤ、ロニシャルム、アマリヤ、ヨセザリエル、シレミヤ、シマリヤ、ロニシャルム、アマリヤ、ヨセザリエル

た。

# ネヘミヤ記

#### 第一章

#### 第二章

こでわたしは大いに恐れて、三王に申しあげた、「どうぞ王よ、とき、た時、わたしは酒をついで王にささげた。これまでわたしは王の前で悲しげな顔をしていたことはなかった。三王はわたしにの前で悲しげな顔をしていたことはなかった。三王はわたしに王の前で悲しげな顔をしていたことはなかった。三王はわたしは王とはなかった。三王はわたしは王とはなかった。三王はわたしは王とは、一アルタシャスタ王の第二十年、二サンの月に、王の前に酒が出一アルタシャスタ王の第二十年、二サンの月に、王の前に酒が出

が

つ

が

七

手紙を渡した。なお王は軍の長および騎兵をわたしと共にてがみ。かた。 しょう ぐん きょう きへいれ そこでわたしは川向こうの州の知事たちの所へ行って、 しゅう ちょ ば、 川<sup>か</sup>ゎ 王はわたしに言われた、「あなたの旅の期間はどれほどですか。再建させてください」。<時に王妃もかたわらに座していたが、 き、およびわたしの住むべき家を建てるために用いる材木をわき、およびわたしの住むべき家を建てるため、また町の石がをも賜わり、神殿に属する城の門を建てるため、また町の石がしてください。<また王の山林を管理するアサフに与える手紙してください。<また王の山林を管理するアサフに与える手紙 ±わたしはまた王に申しあげた、「もし王がよしとされるなら むかって、「それでは、あなたは何を願うのか」と言われたので、 とをよしとされたので、 長生きされ を助けられたので、 たしに与えるようにしてください」。 たしがユダに行きつくまで、彼らがわたしを通過させるように いつごろ帰ってきますか」。こうして王がわたしをつかわすこ わたしは天の神に祈って、禹王に申しあげた、「もし王がよしとかたしは天の神に祈って、禹孝・�� しは悲しげな顔をしないでいられましょうか」。『玉はわたしに は荒廃し、その門が火で焼かれたままであるのに、 ユダにあるわたしの先祖の墳墓の町につかわして、それを、しもべがあなたの前に恵みを得ますならば、どうかわたし、 向こうの州の知事たちに与える手紙をわたしに賜わり、わむ 0 ますように。 ところがホロニびとサンバラテおよびアンモンび 王はわたしの願いを許された。 わたしは期間を定めて王に申しあげた。 わたし の先祖の わたしの神がよくわ の境点 墓の地であるあ どうしてわた たし つ 王が 0) か  $\mathcal{O}$ 町ま

> 人が来たというので、大いに感情を害し と奴隷トビヤはこれを聞き、 イスラエルの子 ・孫の福祉 祉を求る

火に焼かれた。さあ、われわれは再び世のはずかしめなり、われわれは難局にある。エルサレムは荒廃し、 たしの神がよくわたしを助けられたことを彼らに ことのないように、 たしはまたユダヤ人にも、祭司たちにも、尊い人たちにも、 ちは、わたしがどこへ行ったか、何をしたかを知らなかった。 に行ったが、わたしの乗っている獣の通るべき所もなかった。 かさたちにも、その他工事をする人々にもまだ知らせなかった。 わたしに語られた言葉をも告げたので、 しかしわたしはついに彼らに言った、「あなたがたの見ると て築こう」と言 ル サレムの城壁を築こう」。 奮い立って、 谷の門を通って帰った。「六つかさた この良きわざに着 わたしの心に入れられた 彼らは「さあ、立ち上がれ 八そして、 めをうける 着手 その門は また また また また また も た れ つ わ U

ルサレムに何の分もなく、権利もなく、記念もない」。 れちかだけり、われわれを悔って言った、「天の神がわれわれを恵まれるので、そのしもべであるのか、王に反 逆しようとするのか」。このわたしは彼らに答えるのか、王に反 逆しようとするのか」。このわたしは彼らに答えるわれわれは奮い立って築くのである。しかしあなたがたは何をするわれわれは奮い立って楽されるのか」。このわたしは彼らに答えるわれわれは奮い立って楽さのである。しかしあなたがたは何をすれをあざれる。 「大の神がわれわれを悔って言った、「あなたがたは何をすれたがと」。 「大の神がいれている。」、ところがホロニびとサンバラテ、アンモンびとうとした。「ぇ ところがホロニびとサンバラテ、アンモンびとうとした。」。

#### 第三章

建て、そのwy イムリの子げ これを聖別して、ハンメアの望楼に及ぼし、またハナネルはパッので、からいでは、たって羊の門を建て、これを聖別してそのとびらを設け、たっかいでは、 メシザベルの子ベレキヤの子メシュラムが修理し、その次にハッコヅの子ウリヤの子メレモテが修理した。 一かくて大祭司エリアシブは、その兄弟である祭司たちと共に にまで及ぼした。二彼の次にはエリコの人々が建て、 門はパ その梁を置き、そのとびらと横木と貫の木とを設けた。四くの子ザックルが建てた。三魚の門はハッセナアの子らが を その貴人たちはその主の工 修 ザドクが修理した。ヨその次にテコアびとら その梁を置き、そのとびらと横木と貫の木とを 工事に服さな かった。 その次にバそののできない。 、その次には ルの望楼

沿った石がそしゅうりと費の木とを設けた。神とをひけた。神とを設けた。神とをひけた。神とないないでは、これを建て声を修理し、これを建て声をしゅうりに上にミツパの 五泉の門はミ 、これを建て直して、門はミヅパの区域の口 区域き って、 彼はまた王の園のほ直して、おおいを施し直して、おおいを施し ダビデの町から下る階段にまで、メピー ターントーム まっ 園のほとりのシラの 知ち 事コロ ホゼ の の子シャー  $\sigma$ 階段にまで及りのとびらと横上のとびらと横上のとうのとは ル がこ 木ぎれ

ら城壁の曲りかど、およびすみまでの他修理し、三四その後にヘナダデの子ビンヌとはうへき まが の後にヘナダデの子ビンヌー アナニヤの子マアセヤの子アザリヤン とが修理し、その次にケイラの半区域の知事ハシャビ、の宅にまで及んだ。こもその後にバニの子レホムなどのをにまで及んだ。こもその後にバニの子レホムなどのない。」、その後にベテズルの半区域の知事アズブクのスだ。「木その後にベテズルの半区域の知事アズブクのスだ。「木その後にベテズルの半区域の知事アズブクのスだ。」、  $\mathcal{O}$ および監視の庭に近いたのザイの子パラルは、 ハシュブが、自分たちの家と向かい合っている。 の人々である祭司たちが修理し、三三その後にベニヤミンおよびからとなった。 と向かい合っている所、および突き出ている望楼と向かいです。 まっちょう でで ほうそう ひかい まの方の水で かい はんでいる宮に仕えるしもべたちが、 東の方の水で かっかっかっ こう こう りょう おしょう の子ペダヤ、ニャお ている所を修理した。その後にパロシの子ペダヤ、エスおここれの庭に近い王の上の家から突き出ている望楼と向かかれています。 まっちゃん いん できょうしゃ しょうしゅうしゃ かいらっている所、一の子パラルは、 城 壁の曲りかどと向かい合っている所、 mりかど、およびすみまでの他の部分を修理した#その後にヘナダデの子ビンヌイが、アザリヤの の知事アズブクの子ネ が、 いる所を修理 自分の家の附近をじぶんいえいる の 池は し、その 心と勇士 レビび た。三五 家がか

城場ででは、壁場である。 壁にまで及んだ。 っている所まで修理 か 1,1 合って U た。こも いる他の部分を修理し、オモーその後にテコアびとが、 オ 突き出で ル

二八

し、その後にベレキヤの子メシュラムが、自分のへやと向かいの子ハナニヤおよびザラフの第六の子ハヌンが他の部分を修理合っている所を修理し、言っその後にシレミヤニシストという東の門を守る者が修理し、このその後にシレミヤニシストという東の門を守る者が修理し、その後にシカニヤの自分の家と向かい合っている所を修理した。これその後にインメルの子ザドクが、合っている所を修理した。これその後にインメルの子ザドクが、 キヤという者が、召集の門と向かい合っている所を修理して、 合っている所を修理した。三一その後に金細工人のひとりマルし、その後にベレキヤの子メシュラムが、自分のへやと向かいし、 すみの二 馬の門から上の方は祭司 たちが、 おのおの 自ぶ 分のの 家と向む は か

#### 第 兀

- サン マリヤ ようとするのか。 をしているのか。 - イミメセミ)サデミーテጵっこ言った、「この弱々しいユダヤ人は何ってユダヤ人をあざけった。ニ彼はその兄弟たちおよびサッンノミラにオオネッテュー 、ラテはわれわれが城壁を築くのを聞き いて り、 大ぉ

夜ょ

彼らは築き建てる者の前であなたを怒らせたからです」。がをおおわず、彼らの罪をみ前から消し去らないでくど 変し、彼らを捕囚の地でぶんどり物にしてください。π 彼らのとれわれは侮られています。 彼らのはずかしめを彼らのこうべにれ こうしてわれわれは城壁を築いたが、石がきはみな相連 しょう(き) くずれるであろう」と。四「われわれの神よ、聞いてください。わた、「そうだ、彼らの築いている城壁は、きつね一匹が上ってもた。「そうだ、彼らの築いている城壁は、きつね一匹が上っても て、 である。 のか」。 ≡またアンモンびとトビヤは、 石はすでに焼けているのに、これ その高さの半ばにまで達した。民が心をこめて働いたからたが、なが、これではない。ため、ころではない。 彼らの罪をみ前から消し去らないでください。 を取りだして生かそうとする 彼のかたわらにいて言っ なっ

れ目もふさがり始めたと聞いて大いに怒り、^ 皆共に相はかず。 まま まま ままま できょう できょう できょう しゃく アシドドびとらは、エルサレムの城 壁の修理が進展し、そのアシドドびとらは、エルサレムの城 壁の修理が進展し、そのア 0 セところがサンバラテ、トビヤ、 の工事をやめさせよう」。三また彼らの近くに住んでいるユダ きない」。こまたわれわれの敵は言った、「彼らの知らないうち 工 に、また見ないうちに、彼らの中にはいりこんで彼らを殺し、そ その時、 灰土がおびただしいので、われわれは城壁を築くことがではいっち ユダびとは言った、「荷を負う者の力は衰え、そのう 十度もわれわれに言った、 アラビヤびと、アンモンびと、 「彼らはその住んで その破っ *~*り、

家のために戦いなさい」。
恐るべき主を覚え、あなたがたの兄弟、むすこ、娘、恐るべき主を覚え、あなたがたの兄弟、むすこ、娘、いっています。 しは見めぐり、立って尊い人々、つかさたち、およびそのい所、すなわち空地にその家族にしたがって立たせた。でわたしは民につるぎ、やりおよび弓を持たせ、城壁でわたしは民につるぎ、やりおよび弓を持たせ、城壁 いるすべての所からわれわれ 攻め上るでしょう」と。 、およびその他の足立たせた。一四わた 城壁の後の 大いなる 妻および のたた 0

るの 聞き、また神が彼らの計りごとを破られたことを聞いたので、わいましまがれる。はいますが、われわれに悟られたことを「まわれわれの敵は自分たちの事が、われわれに悟られたことを 三このようにして、 でもラッパの音を聞いたなら、 ち、 まってほしい。 、およびその他の民に言った、「工事は大きくかつ広がっていばわたしのかたわらにいた。」ゎわたしは尊い人々、つかさた。 明ぁ で、 け から星の出る時まで、 われわれは城 われわれの神はわれわれのために戦われます」。 時まで、やりを執ってい、われわれは工事を進め、 壁の上で互に遠く離れている。こ0どこでうぐき うえ たがい とき はな そこにいるわれわれの所に 色めたが、 1 半数の者は ーその時 わ

内に宿り、友ましはまた民に生 たしのしもべたちも、 に」と言った。三そして、 その衣を脱がず、 夜はわれわれの護衛者となり、 告げて、「おのおのそのしもべと共にエルサレ 脱がず、おのおの手に武器を執っていた。ぬれたしを護衛する人々も、われわれのうち わたしも、 わたしの兄弟たちも、 昼は工事をするよう 4 わ  $\mathcal{O}$ 

七

#### 第五

る人々は言った、「われわれは飢えのために、穀物を得ようと穀物を得て、食べて生きていかなければなりません」。≡ またあえぎ。 ♣ こさて、ここに民がその妻と共に、その兄弟であるユダヤ人に向いました。 かって大いに叫び訴えることがあった。ニすなわち、ある人々はかって大いに叫び訴えることがあった。ニすなわち、ある人々はかってきょう。 こうさい ら 言った、「われわれはむすこ娘と共に大ぜいです。 なった者もありますが、われわれの田畑も、ぶどう畑も他人のもいった。 わたしは彼らの叫びと、これらの言葉を聞いて大いに怒った。になっているので、われわれにはどうする力もありません」。 れています。 われわれの娘のうちには、 われわれにはどうする力もありません」。 すでに人の奴隷に われわれ は

う誓いを立てさせた。こわたしはまたわたしのふところを打わたしは祭司たちを呼び、彼らにこの言葉のとおりに行うとい 彼らに言った、「われわれは異邦人に売られたわれわれの兄弟がようでいる」。そしてわたしは彼らの事について大会を開き、<とっている」。そしてわたしは彼らの事について大会を開き、< 要求しません。あなたの言うようにします」と言った。そこですると彼らは「われわれはそれを返します。彼らから何をもするとなり。 ぞ、あなたがたは、きょうにも彼らの田畑、ぶどう畑、オリブ畑とを貸しているが、われわれはこの利息をやめよう。ニ どう ように打ち払って、その家およびその仕事を離れさせられるよ ち払って言った、「この約束を実行しない者を、どうぞ神がこの。」。 た金銭、穀物、ぶどう酒、 および家屋を彼らに返し、またあなたがたが彼らから取ってい とを貸しているが、 もわたしの兄弟たちも、 あなたがたは自分の兄弟を売ろうとするのか。彼らユダヤ人を、われわれの力にしたがってあがなった。 責めて言った、「あなたがたはめいめいその兄弟から利息をせ、 たは、われわれの敵である異邦人のそしりをやめさせるために、 たしはまた言った、「あなたがたのする事はよくない。 れに売られるのか」。彼らは黙してひと言もいわなかった。ヵわ わたしはみずから考えたすえ、 れわれの神を恐れつつ事をなすべきではないか。 その人はこのように打ち払われてむなしくなるように わたしのしもべたちも同じく金と穀物 油などの百分の一を返しなさい」。三 尊い人々およびつかさたち 彼らはわれ 10わたし オリブ畑 あなたが しかるに わ

わ

はこの約束のとおりに行った。会衆はみな「アアメン」と言って、主をさんびした。そして民からい

鶏をもわたしのために備え、十日ごとにたくさんのぶどう酒をた。「<これがために一日に牛一頭、肥えた羊 六頭を備え、またた。「<これがために一日に牛一頭、肥えた羊 六頭を備え、またのほかに、われわれの周囲の とりますしん わたしのしもべたちは皆そこに集まって工事をした。「tまた城壁の工事に身をゆだね、どんな土地をも買ったことはない。」。 なかった。「ヨわたしより以前の総督らは民に重荷を負わせ、彼れ間、わたしもわたしの兄弟たちも、総督としての手当てを受けちアルタシャスタ王の第二十年から第三十二年まで、十二年のちアルタシャスタ王の第二十年から第三十二年まで、十二年の で、 手当てを求めなかった。 「ヵわが神よ、わたしがこの民のために 備えたが、わたしはこの民の労役が重かったので、総督としての紫 のしもべたちも民を圧迫した。 らから銀四十シケルのほかにパンとぶどう酒を取り、 四四 わたしの食卓にはユダヤ人と、つかさたち百五十人もあり、 たすべての事を覚えて、 またわたしは、ユダの地の総督に任ぜられた時から、 そのようなことはしなかった。 < わたしはかえって、この わたしをお恵みください。 しかしわたしは神を恐れるの また彼ら すなわ そ

#### 第六章

- サンバラテ、トビヤ、アラビヤびとガシムおよびその他のわれ

国民の間に言い伝えられ、またガシムも言っているが、あなたは手紙を携えていた。<その中に次のようにしるしてあった、「諸手紙を携えていた。<その中に次のようにしるしてあった、「諸はが、たずさしもべを前のようにわたしにつかわした。その手には開封のじように彼らに答えた。Eところが、サンバラテは五度目にそのじように彼らに答えた。Eところが、サンバラテは五度目にそのじように彼らに答えた。E ていたのである。三それでわたしは彼らに使者をつかわして言の村で会見しよう」と。彼らはわたしに危害を加えようと考えをつかわして言った、「さあ、われわれはオノの平野にある一つ へ下って行き、その間、工事をやめることができようか」。四彼らはできない。どうしてこの工事をさしおいて、あなたがたの所はできない。 またその言うところによれば、 ユダヤ人と共に反乱を企て、これがために城壁を築いている。 は四度までこのようにわたしに人をつかわしたが、 わせた、「わたしは大いなる工事をしているから下って行くこと かったのである。)゠そこでサンバラテとガシムはわたしに使者 いと聞いた。(しかしその時にはまだ門のとびらをつけていなわれの敵は、わたしが城壁を築き終って、一つの破れも残らな しは彼に人をつかわして言わせた、「あなたの言うようなことは おいでなさい。 のことはこの言葉のとおり王に聞えるでしょう。 レムにのべ伝えさせ、『ユダに王がある』と言わせているが、そ ている。ピまたあなたは預言者を立てて、あなたのことをエルサ ていません。 わたしが城壁を築き終って、一つの破れも残らない。 われわれは共に相談しましょう」。ハそこでわた あなたはそれを自分の心から造り出し あなたは彼らの王になろうとし それゆえ、 、 わたしは同 は 同 したので

てください。うとしたのである。しかし神よ、どうぞいまわたしの手を強めうとしたのである。しかし神よ、どうぞいまわたしの手を強めれば、工事は成就しないだろう」と考えて、われわれをおどそす」と。π 徐らはみな 「彼らの手が弱って工事をやめるようになす」と。π 徐らはみな 「彼らの手が弱って工事をやめるようにな

このさてわたしはメヘタベルの子デラヤの子シマヤの家に行ったところ、彼は閉じこもっていて言った、「われわれは神の宮すなわち神殿の中で会合し、神殿の戸を閉じておきましょう。彼なたを殺そうとして来るからです。きっと夜のうちにあなたを殺そうとして来るからです。きっと夜のうちにあなたを殺そうとして来るでしょう」。これたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った、「わたしのような者がどうして逃げられよう。わたしは言った。神が彼をつかわされたのではない。彼がわたしにむかってこの預言を伝えたのは、トビヤとサンバラテが彼を買収したためである。こ。彼が買収されたのはこのようにさせて、罪を犯させ、わたしに悪名をきせて侮辱するためであった。「四 わが神な、トビヤ、サンバラテおよび女が記される。」のような者でだった。神が彼をつかわされたのではない。彼がわたしにむかってこの預言を伝えたのは、トビヤとかが記されたのである。ここ彼が買収されたのではない。彼がわたしにむかってこの預言者など、すべてわたしを恐れさせようとする者たちをおぼえて、彼らが行ったこれらのわざに報いてください。

完成した。「ちわれわれの敵が皆これを聞いた時、われわれの気がない。」まこうして城壁は五十二日を経て、エルルの月の二十五日にいる。

トビヤはたびたび手紙を送って、わたしを恐れさせようとした。トビヤはたびたび手紙を送って、わたしの言葉を彼に伝えた。らである。「もまたそのころ、ユダの尊い人々は多くの手紙をトビヤに送った。トビヤの野であったので、ユダのうちの多くの者がアラの子シカニヤの婿であったので、ユダのうちの多くの者がアラの子シカニヤの婿であったので、ユダのうちの多くの者がアラの子シカニヤの婿であったので、ユダのうちの多くの者がでという。」とは、かれてがみたっと、からはまたトビキヤの子メシュラムの娘を妻にめとった。「カ 彼らはまたトビキヤの子メシュラムの娘を妻にめとった。」カ 彼らはまたトビキヤの子メシュラムの娘を妻にめとった。 なんぼく の手紙をトでがみ またいに面目を失った。 ならはこのと言い、いほうじん

#### 第七章

よびレビびとを任命したので、こわたしは、わたしの兄弟ハナニと、城のつかさハナニヤに命じて、エルサレムを治めさせた。 ある。三わたしは彼らに言った、「日の暑くなるまではエルサレある。三わたしは彼らに言った、「日の暑くなるまではエルサレある。三わたしは彼らに言った、「日の暑くなるまではエルサレムのもろもろの門を開いてはならない。人々が立って守っていムのもろもろの門を開いてはならない。人々が立って守っている間に門を閉じさせ、貫の木を差せ。またエルサレムの住民の中から番兵を立てて、おのおのにその所を守らせ、またおのおのの家と向かい合う所を守らせよ」。四町は広くて大きかったが、まが、はない。ないで、またのおのにその方を守らせ、またおのおのの家と向かい合う所を守らせよ」。四町は広くて大きかったが、でいたが、はない。とびら、またエルサレムの住民の中から番兵を立てて、おのおのにその方を守らせ、またとのおのにその方を守ち、またのおのにその方を守ち、またのおのにその方を守ちせ、またと、またのおのにその方を守らせよ」。四町は広くて大きかったが、の家と向かい合う所を守らせよ」。四町は広くて大きかったが、もの方をでは、またと、またと、またと、またと、またと、またと、とびらを設け、さらに門衛、歌うたう者おしないというないというには、またと、とびらないました。

四ハリフの子孫は百十二人。ニュギベオンの子孫は九十五人。ニュースの子孫は三百二十八人。ニョベザイの子孫は三百二十四人。ニュンの子孫は三百二十八人。ニュンの子孫は二千八十七人。ニュアンの子孫は二千八百十八人。ニュアシュアとヨアブの子孫は六百二十八人。ニュアンの子孫は六百二十八人。ニュアンの子孫は六百二十八人。ニュアンの子孫は六百二十八人。ニュアンの子孫は六百二十八人。ニュアガの子孫は六百二十八人。ニュアガの子孫は六百二十八人。ニュアガの子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子孫は六百二十八人。ニュアガー子がは六百二十四人。ニュハリフの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三十二人。ニュムの子孫は二十二人。ニュムの子孫は二十二人。ニュムの子孫は三十二人。ニュムの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三十二人。ニュースの子孫は一五十二人。ニュムの子孫は一五十二人。ニュムの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三十二人。ニュースの子孫は三百二十四人。ニュムの子孫は三百二十四十二十二人。ニュースの子孫は三百二十四十二人。ニュースの子孫は二十二人。ニュースの子孫は一五人。ニュースの子孫は一五人。ニュースの子孫は一十二人。ニュースの子孫は二十二人。ニュースの子孫は一十二人。ニュースの子孫は一十二人。ニュースの子孫は一十二人。ニュースの子子がは、コースの子子がは一十二人。ニュースの子がは一十二人。ニュースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースがは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースがは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの子がは、コースの

Manage Manage

のカデミエルの子孫が七十四人。四三レビびとでは、エシュアの子孫すなわちホデワの子孫のうち

四の歌うたう者では、アサフの子孫が百四十八人。 の うた うた もの ころえ 十一回 ノ

百三十八人。
四十八人。
四十八人。
の一年が、ハテタの子孫およびショバイの子孫合わせてアックブの子孫、ハテタの子孫、アテルの子孫、タルモンの子孫、四十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八

ギデルの子孫、ガハルの子孫、woレアヤの子孫、レヂンの子孫、バナの子孫、ハガバの子孫、サルマイの子孫、四ヵハナンの子孫、四六の子孫、四十ケロスの子孫、シアの子孫、パドンの子孫、四八とれ、シアの子孫、ハスパの子孫、タバオ四六宮に仕えるしもべでは、ジハの子孫、ハスパの子孫、タバオージャージャー

スコダの子孫、エーガザムの子孫、ウザの子孫、パセアの子孫、エネコダの子孫、エーガザムの子孫、ウザの子孫、エ四バヅリテの子孫、エーバーとは、ソタイの上では、ソペレテの子孫、エスネヂアの子孫、エコスの子孫、シセラのよとダの子孫、ギデルの子孫、エカンの子孫、エカンの子孫、ボケレテ・ハッゼバイムの子孫、エスヤアラの子孫、グルコンの子孫、ギデルの子孫、エカンの子孫、ガルティの子孫、イリダの子孫、カーとでは、ソタイのユンの子孫、ギデルの子孫、エカンの子孫、カーとでは、パケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、ハッテルの子孫、ポケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、ハッテルの子孫、ポケレテ・ハッゼバイムの子孫、アモンの子孫、の子孫とは合わせて三百九十二人。

物を食べてはならぬと言った。サロクード

百二十頭であった。 古二十頭であった。 大元 そのらくだは四百三十五頭、そのろばは六千七百四十五頭、たれそのらくだは四百三十五頭、そののはは六千七二百四十五人あった。たてその馬は七百三十六頭、その騾馬は二に男女の奴隷が七千三百三十七人、歌うたう者が男女合わせてに男女の奴隷が七千三百三十七人、歌うたう者が男女合わせてに男女の奴隷が七千三百三十七人、歌うたうといった。たちこのほから、というという。

正く、 まよう こうじ からした 人々があった。 も〇 氏族の長のうち工事のためにささげ物をした人々があった。 また 一大変の長のうちのある人々は金二万ダリク、銀納めた。 も一また氏族の長のうちのある人々は金二万ダリク、銀が一十二百ミナを工事のために含ら がっているくら また しょく まよう しょく まま しょく まま のためにささげ物をした人々があった。 であった。 であった。

町々に住んだ。
のとびと、巻き、つかでというとはいうというというできます。
ないのでは、また、およびイスラエルびとは皆そのできます。
ないのでは、また。
ないのうちのあせまこうして祭司、レビびと、門衛、歌うたう者、民のうちのあせまこうして祭司、レビびと、門衛、歌うたう者、民のうちのあ

イスラエルの人々はその町々に住んで七月になった。

#### 第八章

るように、学者エズラに求めた。ニ祭司エズラは七月の一日にり、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持って来っての時民は皆ひとりのようになって水の門の前の広場に集まっその時民は皆ひとりのようになって水の門の前の広場に集まった。

と言った。

たがたの神、主の聖なる日です。

を読んだ。 らには右の方にマッタテヤ、シマ、の事のために、かねて設けた木の台 げて、「アアメン、アアメン」と言って答え、こうべをたれ、起立した。ボエズラは大いなる神、主をほめ、民は皆その手を゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙ 律法をめいりように読み、ツラロffラ にひれ伏して主を拝した。ぉエシュア、バニ、セレビヤ、ヤミン、 りも高い所にいたからである。彼が書を開くと、 律法を携えて来て、 ヨザバデ、ハナン、ペラヤおよびレビびとたちは民に律法を悟ら アックブ、シャベタイ、 エズラはすべての民の前にその書を開いた。 ハシュム、 よびマアセヤが立ち、左の方にはペダヤ、ミサエル、マルキヤ、 できる人々の前にあらわれ、三水の門の前にある広場で、 読んだ。民はみな律法の書に耳を傾けた。四学者エズラはこから正午まで、男女および悟ることのできる人々の前でこれいから正年まで、男女および悟ることのできる人々の前でこれ 民はその所に立っていた。へ彼らはその書、すなわち神の紫 ハシバダナ、ゼカリヤおよびメシュラムが立った。 かねて設けた木の台の上に立ったが、彼のかたわ 男女の会衆およびすべて聞いて悟ることのだといかいしゅう ホデヤ、マアセヤ、 その意味を解き明かしてその読むと アナヤ、 ウリヤ、 、こうべをたれ、地ないこうべをたれ、地はすべての民はくと、すべての民はいる。 ケリタ、アザリ ヒルキヤお である。

一〇そして

彼らに言った、「

肥えた

を教えるレビびとたちはすべての民に向かって「この日はあなぇ」総督であるネヘミヤと、祭司であり、学者であるエズラと、民 すべての民が律法の言葉を聞いて泣いたから聖なる日です。嘆いたり、泣いたりしてはならい 会衆は皆仮庵を造って、仮庵に住んだ。ヌンの子ヨシかいよう。それのはまつく、からいまっく。これ 捕囚から帰ムの門の広場などに仮庵を造った。これ 捕囚から帰の家の屋根の上、その庭、神の宮の庭、水の門の広場、の家の屋根の上、その庭、神。ないまでは、今では、からない。 人々は七月の祭の間、仮庵の中に住むべきことがしるされているでという。 まっゅいだ かっとお なか すのうちに主がモーセに命じられたこと、すなわちイスラエルのうちにす。 ビびともまたすべての民を静めて、「泣くことをやめなさい。こ た。「<それで民は出て行って、それを持って帰り、おのおのそしるされてあるとおり、仮庵を造れ」と言ってあるのを見いだし リブ、ミルトス、なつめやし、および茂った木の枝を取ってきて、 るのを見いだした。|mまたすべての町々およびエルサレムに の言葉を学ぶために学者エズラのもとに集まってきて、 は彼らが読み聞かされた言葉を悟ったからである。 の民は去って食い飲みし、また分け与えて、大いに喜んだ。これの日は聖なる日です。 憂えてはならない」と言った。 ニ すべて えてはならない。主を喜ぶことはあなたがたの力です」。ニレ 分けてやりなさい。この日はわれわれの主の聖なる日です。憂れものを食べ、甘いものを飲みなさい。その備えのないものには からこの のべ伝えて、「あなたがたは山に出て行って、オリブと野生のオ か った。 日まで、 それ でその喜びは非常に大きかった。 イスラエルの人々はこのように行っ あなたがたは去って、

一四

ルの

<u>一</u>八 エズ

ハラは

から帰っ 子ヨシ

コアの 日<sup>®</sup>た

エフライ

すべてのも

またエズラは言った、「あなたは、ただあなたのみ、

あなたは天と諸天の天と、その万象、

地とその上が、主でいら

の、海とその中のすべてのものを造り、これをこと

#### 第九章

に立ち、 バニヤ、 そ の 神、 神ぬ 荒布をまとい、土をかぶった。こそしてイスラエルの子孫は、きらぬ。その月の二十四日にイスラエルの人々は集まって断食しての月の二十四日にイスラエルの人々は集まって断食し かみ しゅ りつぼう しょ は た ぶん ひの 日の四分の一をもってそのした。三彼らはその所に立って、その日の四分の一をもってその した。三彼らはその所に立って自分の罪と先祖の不義とをざんげべての異邦人を離れ、 立って自分の罪と先祖の不義とをざんげべての異邦人を離れ、 た しぶん っみ せんぞ ふぎ びを越えるものです」。 て永遠から永遠にいますあなたがたの神、 たエシュア、カデミエル、バニ、ハシャブニヤ、 主の律法の書を読み、 セバニヤ、ペタヒヤなどのレビびとは言った、「立ちあがっ の尊いみ名はほむべきかな。 主を拝した。四その時エシュア、バニ、カデミエル、 大声をあげて、その神、 他の四分の一をもってざんげをなし、 主に呼ばわった。ョそれからま これはすべての祝福とさん 主をほめなさい。 セレビヤ、ホデ あ す

ました。誓われたその国にはいって、これを獲るように彼らに命じられらか、岩から水を出してそのかわきを潤し、また、彼らに与えるとめ、岩から水を出してそのかわきを潤し、また、飲み、しまた。

き上ったあなたがたの神である』と言って、大いに汚し事をのぼ して、 生活に帰ろうとしました。しかしあなたは罪をゆるす神、サヒットゥっ タッス つの鋳物の子牛を造って、『これはあなたがたをエジプトから導 これをすべて分かち取らせられました。彼らはヘシボンの王シ わきをとどめ、三四十年の間被らを荒野で養われたので、彼らかまからなり、 あなたのマナを常に彼らの口に与え、また水を彼らに与えて、かれました。こっまたあなたは良きみたまを賜わって彼らを教え、れました。 あり、あわれみあり、怒ることおそく、いつくしみ豊かにましま なになり、みずからひとりのかしらを立てて、エジプトの奴隷の I たしかし彼ら、すなわちわれわれの先祖はごうまんにふるま ホンの領地、 ませんでした。三そしてあなたは彼らに諸国、 はなんの欠けるところもなく、その衣服も古びず、その足もはれ い、かたくなで、あなたの戒めに従わず、「も従うことを拒み、あ 彼らを捨てられませんでした。「<また彼らがみずから一 およびバシャンの王オグの領地を獲ました。 かえってかたく 諸民を与えて、 Ξま 恵 め み

め よこ)
りで、のち、な、す、、これでれにもかかわらず彼らは不従順で、これでれてもかかわらず彼らは不従順で、 やいなや、 敵の手から救わせられました。 こへところが彼らは安息を得る これを聞かれ、大いなるあわれみをもって彼らに救う者を与え、 らがその苦難の時にあなたに呼ばわったので、 そこであなたは彼らを敵の手に渡して苦しめられましたが、 ようとした預言者たちを殺し、大いに汚し事を行いました。これ ょげんしゃ いる mm ナダ トュム テュューst 返らせなたの律法を後に投げ捨て、彼らを戒めて、あなたに立ち返らせのクロラロデ のҕ ជ サ カホ トホル トルルレ らはごうまんにふるまい、あなたの戒めに従わず、人がこれを行 て、 あ なたの律法に引きもどそうとされました。 またあなたの前に悪事を行ったので、 あなたにそむき、 あなたは天から あなたは彼ら けれども彼が あ

まなたの預言者たちにより、あなたのみたまをもって彼らを忍び、あなたの預言者たちにより、あなたのみたまをもって彼らを忍び、あなたは恵みあり、あわれみある神でいらせられるからです。まって彼らを絶やさず、また彼らを捨てられませんでした。あなたは恵みあり、あわれみある神でいらせられるからです。なたは恵みあり、あわれみある神でいらせられるからです。なたは恵みあり、あわれみある神でいらせられるからです。たち、預言者たち、先祖たち、およびあなたのすべての民に臨んだち、かれわれの神、契約を保ち、いつくしみを施されたち、預言者たち、先祖たち、およびあなたのすべての民に臨んだもろもろの苦難を小さい事と見ないでください。三日われわれに臨んだすべての事について、あなたは正しいのです。あなたは誠実をもって行われたのに、われわれは悪を行ったのでたは誠実をもって行われたのに、われわれは悪を行ったのでもいらせられるからです。あなたがおきればいませんでした。一番なたがお与えになった命令とないまたもの神にいいませんでした。三日かれわれは悪を行うず、あなたがお与えになった命令と、祭司たち、神にいいませんでした。三古かれわれなまたも、のずによる大いでした。三古がれたのに、われわれは悪を行ったのです。あなたの神になったがでさった大きな恵みのうちにおり、またあなたがおり、あなたが下さった大きな恵みのうちにおり、またあなたがおり、あなたが下さった大きな恵みのうちにおり、またわれわれる。これわれわれる悪いわざをやめることをしませんでした。三さわれわれるとにいるないです。あなたがわれわれの悪いわざをやめることをしませんでした。三さわれわれるとにいるないの話におりながら、あなたのおきに仕えず、また自分の悪いわざをやめることをしませんでした。三さわれわれるとにいるないが、またしなが、またり、またが、またり、またが、対しないが、またりなが、あなたがおりながら、あなたのおきによりながら、あなたのおもにおりながら、あなたのおきにはないまない。

いなる苦難のうちにあるのです」。

れに印を押した。れた記録し、われわれのつかさたち、レビびとたち祭司たちはこれを記録し、われわれのつかさたち、レビびとたち祭司たちはここのもろもろの事のためにわれわれは堅い契約を結んで、こ

# 第一〇章

である。

クル、セレビヤ、シバニヤ、「゠ホデヤ、バニ、ベニヌである。 -ケリタ、ペラヤ、ハナン、こ ミカ、レホブ、ハシャビヤ、ニ・ザッのビンヌイ、カデミエル、「o およびその兄弟シバニヤ、ホデヤ、ホレビびとではアザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうち

お

売ろうとしても、われわれは安息日または聖日にはそれを買わたこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来てたこの地の民らがたとい品物または穀物を安息日に携えて来てき、またない。≡○われわれはこの地の民らにわれわれの書きがとに加わった。≡○われわれはこの地の民らにわれわれの書がての戒めと、おきてと「気⊌している」というですべての戒めと、おきてと「気⊌している」というできない。□○おいると、おきてと「気⊌している」というできない。□○おいるでは、「ひょう」というできない。□○おいるでは、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできないるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というでは、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」というできない。□○おいるには、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」」には、「ひょう」には、「ひょう」」というできない。□○おいるには、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」」には、「ひょう」には、「ひょう」」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」には、「ひょう」にはいまり、「ひょう」にはいまり。」にはいまり。「ひょう」にはいまり。」にはいまり。「ひょう」にはいまり。」にはいまり。「しょう」にはいまり。」にはいまり。「しょう」にはいまり。」にはいまり。「しょう」にはいまり。」にはいまり。「しょう。」にはいまり。」にはいまり。「しょう。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはいまり。」にはい 従った者およびその妻、むすこ、娘などすべて知識と悟りのあしたが、ものです。これではなの民と離れて神の律法にに仕えるしもべ、ならびにすべて国々の民と離れて神の律法にいか。 三、その他の民、祭司、レビびと、門を守る者、歌うたう者、ヤ、ハナン、アナン、Eセマルク、ハリム、バアナである。 ピルハ、ショベク、Imレホム、ハシャブナ、マアセヤ、Imアヒ ナン、アナニヤ、== ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、== ハロ ザイ、「ヵハリフ、アナトテ、ノバイ、「〇マグピアシ、メシュ デン、「モアテル、ヒゼキヤ、 ム、ヘジル、三 メシザベル、 民な □ エブンニ、アズガデ、ベバイ、□ スアドニヤ、 0) ために年々シケル また七年ごとに耕作をやめ、 かしらではパロシ、パハテ・モアブ、 こわれはまたみずから規定を設けて、 祭のため、 安息日、新月および定めの祭の供え物の完かという しんげっ きた まつり そな もの 三分の一を出し、三三供えのパン、 ザドク、ヤドア、ミペラテヤ、 アズル、「ハホデヤ、 すべての負債をゆるす。 われわれの神の エラム、 ハシュ ビグワイ、 ザッ 4 Ļ ヘシ、 宮<sub>や</sub>の ハ ラ ベ ア バ

ア

れ

れ の 土<sup>と</sup> 穀物、ぶど らない。 がって、 べき者だからである。ミスレビびとが十分の一 れわれのすべての農作をなす町において、その十分の一を受く に携えてくることを誓い、=^ また律法にしるしてあるように、 ・\*\*\* たくべきたきぎの供え物を、年々定められた時に氏族にした。 した。 よびわ ため、 いわれの神の宮に携え上って、へやまたは倉に納めなけれない。そしてまたレビびとはその十分の一の十分の一を ロンの子孫である祭司が、そのレビびとと共にいなければな び勤めをする祭司、門衛、歌うたう者たちのい、ぶどう酒、および油の供え物を携えて行っい。 正地の初なり、および各種の木の実の初なりを、年々主の宮まります。またまで、かれわれの神の宮に納める者を定めた。 lim またわれわ れわれの神の宮のもろもろの 三九 またわれわれ祭司、 云る物のため、 す な および油の供え物を携えて行って、聖所の器はいる。それである。それである。それである。 とから、そな、たの、たずさこうつて、聖所の器物にわちイスラエルの人々およびレビの子孫は、携え上つて、へやまたは倉に糸よりして、なずさのほ イスラエ レビびとおよび民はくじを引 ルのあ わざのために用いることに がないをなす罪 を受ける時には、 いる へやにこ を、 わ

0)

の宮をなおざりにしない。こうしてわれわれは、われわれの神を納めなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神

## 第一一章

た。

この一次の一次では、アルサレムに住むことを申し出た人々は、民はこれを祝福して、十人のうちからひとりずつを、聖都エルサレムに来て住まいて、十人のうちからひとりずつを、聖都エルサレムに来て住まいて、十人のうちからひとりずつを、聖都エルサレムに来て住まるのつかさたちはエルサレムに住み、その他の民はくじを引き、

こさてエルサレムに住んだこの州の長たちは次のとおりである。ただしユダの町々ではおのおのその町々にある自分の所有地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちイスラエルびと、祭司、レビびと、宮に仕地に住んだ。すなわちユダの子孫ではウラヤの子、アマリヤはシパテヤの子、シパテヤはマハラレルの子、マリヤジヤの子、アダヤはシロニがとの子孫である。エまたバルクの子マアセヤで、ハラレルはペレヅの子孫である。エまたバルクの子マアセヤで、バルクはコロホゼの子、コロホゼはハザヤの子、ハザヤはアマリヤの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリの子、アダヤはヨヤリブの子、ヨヤリブはゼカリヤの子、ゼカリである。エ ペレヅの子孫でエルサレムに住ればいている。

んだ者は合わせて四百六十八人で、みな勇敢な人々である。 いの子、イテエルはエサヤの子である。 へその次はガバイおよびルの子、イテエルはエサヤの子である。 へその次はガバイおよびルの子、イテエルはエサヤの子である。 へその次はガバイおよびサライなどで合わせて九百二十八人で、みな勇敢な人々である。 らの監督である。ハッセヌアの子ユダがその副官として町を治された。 かなどと、 かなどである。 ハッセヌアの子ユダがその副官として町を治された。 なの子サルで、メシュラムはヨエデの子、ヨエデはペダヤの子、 なの子サルで、メシュラムはヨエデの子、ヨエデはペダヤの子、 なの子サルで、メシュラムはヨエデの子、ヨエデはペダヤの子、 の監督である。 ハッセヌアの子ユダがその副官として町を治された。 かなどと、 なの子はマアセヤの子、マアセヤはイテエルが常れている。。

の兄弟で、氏族の長たる者は二百四十二人あり、またアザリエヤはパシホルの子、パシホルはマルキヤの子である。 三アダヤ の子ザブデエルである。 イはメシレモテの子、メシレモテはインメルの子である。 ヤの子、ペラリヤはアムジの子、アムジはゼカリヤの子、 二人あり、また、エロハムの子アダヤがある。 子、メシュラムはザドクの子、ザドクはメラヨテの子、メラヨテ ○祭司ではヨヤリブの子エダヤ、ヤキン、こおよび神の宮。 の兄弟である勇士は百二十八人あり、その監督はハッゲドリム ルの子アマシサイがある。アザリエルはアハザイの子、アハザ はアヒトブの子である。 三 宮の務をするその兄 弟は八百二十 かさセラヤで、セラヤはヒルキヤの子、ヒルキヤはメシュラムの エロハムはペラリ ゼカリ 一四そ の つ

の子、アズリカムはハシャビヤの子、ハシャビヤはブンニの子でニュレビびとではハシュブの子シマヤで、ハシュブはアズリカム

合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 合わせて二百八十四人であった。 一次の子である。これらはザブデの子、ザブデビがとのかしらであって、神の宮の外のわざをつかさどった。 一とは、から、ガラルはエドトンの子である。 「へ 聖都におるレビびとはある。」、 またシャベタイおよびヨザバデがある。 これらはレ

監督していた。 監督していた。 監督していた。 監督していた。 監督していた。 監督していた。 監督していた。 これ 門衛では門を守るアックブ、タルモンおよびその兄 弟たちになるといる。 これ 門衛では門を守るアックブ、タルモンおよびその兄 弟たちになるといる。 これ 門衛では門を守るアックブ、タルモンおよびその兄 弟たちにれ 門衛では門を守るアックブ、タルモンおよびその兄 弟たちにれ 門衛では門を守るアックブ、タルモンおよびその兄 弟たちにれ 門衛では門を守るアックブ、タルモンおよびその兄 弟たちにない。

ここエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるレビびとの監督はウジである。ウジはバニニエルサレムにおるといる。

村々に住み、「木エシュア、モラダおよびベテペレテに住み、「モセッセ・サット・アルバとその村々、デボンとその村々、エカブジエルとそのすい。 キシとその田野、アゼカとその村々に住んだ。こうして彼らはヤルムテに住み、EOザノア、アドラムおよびそれらの村々、ラヤルムテにす の谷に住んだ。

三、レビびとの組のユダにあるもののうちベニ タイム、三四ハデデ、ゼボイム、ネバラテ、三五ロド、オノ、工人というにな に住み、三アナトテ、ノブ、アナニヤ、三ハゾル、ラマ、 の子孫はまたゲバからミクマシ、アヤおよびベテルとその村々します。 ベエルシバからヒンノムの谷にまで宿営した。三ベニヤミン ラグおよびメコナとその村々に住み、これエンリンモン、ザレア、 五 ヤミンに合したものもあった。 、ザル・シュアルおよびベエルシバとその村々に住み、 << チク また村々とその田畑については、 ユダの 子孫の者に はキリア ギッ

# 第一二章

ク、ヒルキヤ、エダヤで、これらの者はエシュアの時代に祭司おアデヤ、ビルガ、キシマヤ、ヨヤリブ、エダヤ、セサライ、アモホム、メレモテ、四イド、ギンネトイ、アビヤ、ェミヤミン、マホム、メレモテ、四イド、ギンネトイ、アビヤ、ェミヤミン、マミヤ、エズラ、ニアマリヤ、マルク、ハットシ、ニシカニヤ、レを祭司とレビびとは次のとおりである。すなわちセラヤ、エレーシャルテルの子ゼルバベルおよびエシュアと一緒に上ってきーシャルテルの子ゼルバベルおよびエシュアと一緒に上ってきーシャルテルの子ゼルバベルおよびエシュアと一緒に上ってきーシャルテルの子ゼルバベルおよびエシュアと一緒に上ってきーシャルテルの子ゼルバベルおよびエシュアと一緒に上ってきー

よびその兄弟らのかしらであった。

氏族ではメラヤ、エレミヤの氏族ではハナニヤ、ニエズラのしょく こ ヨアキムの時代に祭司で氏族の長であった者はセラヤの ンノは彼らの向かいに立って勤めをした。「^エシュアの子は びヤドアの時代に、その氏族の長たちが登録された。また祭司ミレビびとについては、エリアシブ、ヨイアダ、ヨハナンおよ 氏族ではアデナ、メラヨテの氏族ではヘルカイ、「六イドの氏族の氏族ではヨナタン、シバニヤの氏族ではヨセフ、「五ハリムの をつかさどった。ヵまた彼らの兄弟であるバグブキヤおよび ∧レビびとではエシュア、ビンヌイ、 子孫で氏族の長たる者は、 びヤドアの時代に、その氏族の長たちが登録された。 サライの氏族ではカライ、アモクの氏族ではエベル、三 ヒルキ 氏族ではジクリ、ミニヤミンの氏族、モアデヤの氏族ではピルタ ではゼカリヤ、 氏族ではメシュラム、 ダ、ニョイアダの子はヨナタン、ヨナタンの子はヤドアである。 たちもペルシャ王ダリヨスの治世まで登録された。 III レビの ヨアキム、ヨアキムの子はエリアシブ、エリアシブの子はヨイア ュョヤリブの氏族ではマッテナイ、 「<ビルガの氏族ではシャンマ、シマヤの氏族ではヨナタン、 マッタニヤで、マッタニヤはその兄弟らと共に感謝 氏族ではハシャビヤ、エダヤの氏族ではネタンエルである。 ギンネトンの氏族ではメシュラム、「モアビヤの アマリヤの氏族ではヨハナン、回マルキ エリアシブの子ヨハ エダヤの氏族ではウジ、こ カデミエル、セレビヤ、 ナンの世ま のこと で ユ ウ

歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴代志の書にしるされている。このレビびとのかしらはハシャ歴で表示が、

こせさてエルサレムの城壁の落成式に当って、レビびとを、その門と城壁とを清めた。 また民およびもろもろの門と城壁とを清めた。 かりというと というと から集まってきた。 これまたベテギルガルおよびゲバとの村々から集まってきた。 これまたベテギルガルおよびゲバとの村々から集まってきた。 これまたベテギルガルおよびゲバとアズマウテの地方からも集まってきた。 この歌うたう者たちはアルサレムの周囲に自分の村々を建てていたからである。 三〇エルサレムの周囲に自分の村々を建てていたからである。 三〇エルサレムの周囲に自分の村々を建てていたからである。 三〇エルサレムの周囲に自分の村々を建てていたからである。 三〇モルサレムの城壁の落成式に当って、レビびとを、その門と城壁とを清めた。

■ならびにアザリヤ、エズラ、メシュラム、IB ユダ、ベニヤミン、従って進んだ者はホシャヤ、およびユダのつかさたちの半ば、I 一つは城 壁の上を右に糞の門をさして進んだ。II そのあとにーつは城 壁の上を右に糞の門をさして進んだ。II そのあとにまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。そのまた感謝する者の二つの大きな組を作って、行進させた。

四四 その日、倉のもろもろのへやをつかさどる人々を選び、ささい、物、初物、十分の一など律法の定めるところの祭司およびレビげ物、初物、十分の一など律法の定めるところの祭司およびレビげ物、初物、十分の一など律法の定めるところの祭司およびレビげ物、初物、十分の一など律法の定めるところの祭司およびレビげ物、初物、十分の一など律法の定めるところの祭司およびレビげ物、初物、十分の一など神法の定めるところの祭司およびレビがとの分を町々の田畑にしたがって取り集めて、へやに入れるで、ユダびとが喜んだからである。四五彼らはダビデおよびアサフの日には、歌うたう者のように行った。四六 昔のとう者および門を守る者もそのように行った。四六 昔のとりいがなどのからからである。四五彼らはダビデおよびアサフの日には、歌うたう者のかしらがひとりいダビデおよびアサフの日には、歌うたう者のからばないで、神にさんびと感謝をささげる事があった。四七またゼルバベルの日およびネへミヤの日には、歌うたう者のかしらがひとりいがない。一番と問を守る者に日々の分を与え、またレビびとはみな歌うたり者と門を守る者に日々の分を与え、またレビびとはみな歌うたり者と門を守る者に日々の分を与え、またレビびとはみな歌うたり者と問を守る者に日々の分を与え、またレビびとに物を聖別してアロンの子孫に与えた。

# 第一三章

ならないとしるされているのを見いだした。ここれは彼らがかンびと、およびモアブびとは、いつまでも神の会に、はいっては「その日モーセの書を読んで民に聞かせたが、その中にアンモ

した。
した。
した。
になる。
になるでは、これをもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこのでは、これをのろわせるためにバラムを雇ったからである。しかしわれれをのろわせるためにバラムを雇ったからである。しかしわれれをのろわせるためにバラムを雇ったからである。しかしわれって、パンと水をもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこって、パンと水をもってイスラエルの人々を迎えず、かえってこった。

ち彼のために神の宮の庭に一つのへやを備えたことを発見しかれている。またのでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またいでは、またい 年に王の所へ行ったが、しばらくたって王にいとまを請い、セエや、といなかった。わたしはバビロンの王アルタシャスタの三十二 のへやから投げだし、ヵ命じて、すべてのへやを清めさせ、そしのへやからなな。 に与える穀物、ぶどう酒、 よび規定によってレビびと、歌うたう者および門を守る者たちきなへやを備えた。そのへやはもと、素祭の物、乳香、器物おきなへやを確えた。 祭司エリアシブは、トビヤと縁組したので、ヵトビヤのために大きにしていまり先、われわれの神の宮のへやをつかさどっていた 四これより先、 て のささげ物を置いた所である。<その当時、 神<sup>か</sup>の わたしは非常に怒り、 宮の器物および素祭、乳香などを再びそこに携え入れず、うつわものできょい、にゅうこう わたしはバビロンの王アルタシャスタの三十二 われわれ の神の宮のへやをつかさどってい 油の十分の一、ならびに祭司のため トビヤの家の器物をことごとくそ わたしはエルサレム

び歌うたう者たちは、おのおの自分の畑に逃げ帰った。二 それかったことを知った。これがためにその務をなすレビびとおよいったしはまたレビびとがその受くべき分を与えられていな

玉が

自身のために彼らの娘をめとってはならない。ニニ、イスラエル゚゚ニヘ

またあなたがたのむすこ、またはあなたがた

モンはこれらのことによって罪を犯したではない

えてはならない。

に置いて、 せて、安息日を聖別した。わが神よ、わたしのためにまた、この。ぱんぱくにも、せいべっ たしはまたレビびとに命じて、その身を清めさせ、来て門を守ら する」と。 われんでください。 ことを覚え、あなたの大いなるいつくしみをもって、わたしをあ する」と。そのとき以来、彼らは安息日にはこなかった。III-わねてそのようなことをするならば、わたしはあなたがたを処罰「あなたがたはなぜ城壁の前に宿るのか。もしあなたがたが重楽にかけしくの外に宿った。III わたしは彼らを戒めて言った、エルサレムの外に宿った。III わたしは彼らを戒めて言った、 がために、 までこれを開いてはならないと命じ、 - 九そこで安息日 商人およびさまざまの品物を売る者どもは一、二回 とまうにん 安息日に荷を携え入れさせないようにした。 IO これ わたしは命じてそのとびらを閉じさせ、 の前に、エルサレムのもろもろの門が暗 わたしのしもべ数人を門 安息日が終る

母親の出た民の言葉を語った。これわたしは彼らを責め、またの言葉を語って、ユダヤの言葉を語ることができず、おのおのそのめとったユダヤ人を見た。この彼らの子供の半分はアシドドのめとったユダヤ人を見み。 て誓わせて言った、「あなたがたは彼らのむすこに自分の のしり、 三 そのころまた、わたしはアシドド、 そのうちの数人を撃って、その毛を抜き、神の名をさし アンモン、モアブの女を

らは祭司の職を汚し、また祭司およびレビびとの契約を汚しまら追い出した。これわが神よ、彼らのことを覚えてください。彼れま、だ。 した。 サンバラテの婿であったので、 一大祭司エリアシブの子ヨイアダのひとりの子はホロニびと 異邦の女をめとり、このすべての大いなる悪を行って、われわれいほう まえな 異邦の女たちは彼に罪を犯させた。これでえあなたがたがには、または、かれいないかが、これでればないないが、これではないない。これではないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 であ の神に罪を犯すのを、 のような王は多くの 神は彼をイスラエ われわれは聞き流しにしておけようか」。 国民のうちにもなく、 ル全国の王とせられた。 わたしは彼をわたしのところか 神に愛せられた者 ところが

彼れ

げさせ、 ざにつかせた。三また定められた時に、 く捨てさせ、祭司およびレビびとの務を定めて、このこのように、わたしは彼らを清めて、異邦の たしをお恵みください。 また初物をささげさせた。わが神よ、わたしを覚え、わいっちの わたしは彼らを清めて、異邦のものをことごと たきぎの供え物をささ おの おのそのわ

# エステル記

#### 第

サで、その国の位に座していたころ、三その治世の第三年に、彼州を治めたアハシュエロスの世、ニアハシュエロス王が首都スしゅう。 メデアの将軍および貴族ならびに諸州の大臣たちがその前に はその大臣および侍臣たちのために酒宴を設けた。ペルシャと アハシュエ っである。ヵ 王妃ワシテもまたアハシュエロス王に属する王 宮が好むようにさせよと宮 廷のすべての役人に命じておいたかい。 四その時、王はその盛んな国の富と、その王威の輝きと、はとき、まり、とき、おうい、かがや ロスすなわちインドからエチオピヤまで百二

の内で女たちのために酒宴を設けた。

従って来ることを拒んだので、王は大いに憤り、その怒りが彼とがって来ることを拒んだので、王妃ワシテは侍従が伝えた王の命令にであった。三ところが、王妃ワシテは侍従が伝えた王の命令にが美しかったので、その美しさを民らと大臣たちに見せるためが美しかったので、その美しさを民らと大臣たちに見せるため。 王妃の冠をかぶらせて王の前にこさせよと言った。これは彼女 の前に仕える七人の侍従メホマン、ビズタ、ハルボナ、ビグタ、まえ、つか、にん、じじゅう の アバグタ、 |〇七日目にアハシュエロス王は酒のために心が楽しくなり、 内に燃えた。 ゼタル およびカルカスに命じて、こ 王妃ワシテに

エロス王は王妃ワシテに、彼の前に来るように命じたがこな女たちに聞えて、彼らはついにその目に夫を卑しめ、『アハシュかってもしたのです。」も 王妃のこの行いはあまねくすべてのかっても べての大臣およびアハシュエロス王の各州のすべての民にむなったいとの たらよかろうか」。「スメムカンは王と大臣たちの前で言った、 まって伝えた命令を行わないゆえ、法律に従って彼女にどうしもって伝えた命令を行わないゆえ、法律に従って彼女にどうしであった――「五「王妃ワシテは、アハシコエロス王カ代紋を 「王妃ワシテはただ王にむかって悪い事をしたばかりでなく、す ――」「王妃ワシテは、アハシュエロス王が侍従を

変ることのないようにし、そして王妃の位を彼女にまさる他の命令を下し、これをペルシャとメデアの法律の中に書きいれて後、『たどアハシュエロス王の前にきてはならないという王のの、『天だ た。三 王は王の諸州にあまねく書を送り、各州にはその文字言葉をよしとしたので、王はメムカンの言葉のとおりに行っ言葉を にこのように言うでしょう。そうすれば必ず卑しめと怒りが多い。 男子たる者はその家の主となるべきこと、また自分の民の言語だんに、まのいえ、じゅいるというできょうである。 けんごにしたがい、各民族にはその言語にしたがって書き送り、すべていっかんかんがく なく共に敬うようになるでしょう」。 三 王と大臣たちはこの く起ります。「ヵもし王がよしとされるならば、ワシテはこの を用いて語るべきことをさとした。 とメデアの大臣の夫人たちもまた、今日、王のすべての大臣たち かった』と言うでしょう。「<王妃のこの行いを聞 いたペルシャ

11

これらのことの後、アハシュエロス王の怒りがとけ、 、王はワシ

> 行った。 サにある婦人の居室に集めさせ、婦人をつかさどる王の侍従各州において役人を選び、美しい若い処女をことごとく首都がいより。 ください。四こうして御意にかなうおとめをとって、ワシテの代言 ガイの管理のもとにおいて、化粧のための品々を彼らに与えてかん。 りに王妃としてください」。王はこの事をよしとし、そのように

の居室のうちの最も良い所に移した。た侍女を選んで彼女に付き添わせ、彼らからいます。 スサに集められて、ヘガイの管理のもとにおかれたとき、エステ たのである。ハ王の命令と韶が伝えられ、 その父母の死後、モルデカイは彼女を引きとって自分の娘としかったからである。このおとめは美しく、かわいらしかったが、かったからである。 ダッサすなわちエステルを養い育てた。彼女には父も母もな ルサレムから捕え移された者である。
せ彼はそのおじの娘 ユダの王エコニヤと共に捕えられていった捕虜のひとりで、 であった。<彼はバビロンの王ネブカデネザルが捕えていっ в さて首都スサにひとりのユダヤ人がいた。名をモルデカイ 品々および食物の分け前を与え、また宮 中から七人のすぐれしなじな つくしみを得た。すなわちヘガイはすみやかに彼女に化粧 もとにおかれた。πこのおとめはヘガイの心にかなって、その い、キシのひこ、シメイの孫、ヤイルの子で、ベニヤミンびと 彼女とその侍女たちを婦人 0 多くのおとめが首都 エステルは自

と、毎日婦人の居室の庭の前を歩いた。デカイはエステルの様子および彼女がどうしているかを知ろうデカイがこれを知らすなと彼女に命じたからである。ニーモルデカイがこれを知らすなと彼女に命じたからである。ニーモルのことをも、自分の同族のことをも人に知らせなかった。モルのことをも、自分の同族のことをも人に知らせなかった。モル

喜ばれた。 くのであった。そしておとめが婦人の居室を出て王宮へ行くとのであった。そしておとめが婦人の居室を出て王宮へ行く定められていたからである。ニニこうしておとめは王の所へ行か月、香料および婦人の化粧に使う品々を用いること六か月がか月、香料および婦人の化粧に使う品々を用いること六か月がか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであっか月を経て後、順番にアハシュエロス王の所へ行くのであった。これは彼らの世界には、 定が月、チャップラ が引きとって自分の娘としたエステルが王の所へ行く順番と ざして召すのでなければ、 くのであった。 なったが、 | m さてモルデカイのおじアビハイルの娘、すなわちモルデカイ 三おとめ か月を経て後、 ほか何をも 彼女はすべての処女にまさって王の前に恵みといつくしみからじょ 「スエステルがアハシュエロス王に召されて王宮へ 彼女は婦人をつかさどる王の侍従へガイが勧めた物かのじょ、ふじん 王はすべての婦人にまさってエステルを愛したのい。 その治世の第七年の 成めなか った。エステルはすべて彼女を見る者に 再び王の所へ行くことはなかった。 すなわちテベテの月で

1丸二度目に処女たちが集められたとき、モルデカイは宝の門にすわっていた。このエステルはモルデカイの言葉に従うこと、彼に養い育てらた。エステルはモルデカイの言葉に従うこと、彼に養い育てらた。エステルはモルデカイの言葉に従うこと、彼に養い育てらた。エステルはモルデカイの言葉に従うこと、彼に養い育てられた時と少しも変らなかった。ニーそのころ、モルデカイが王の門にすわっていた時、王の侍従で、王のへやの戸を守る者のうち門にすわっていた時、王の侍従で、王のへやの戸を守る者のうちのビグタンとテレシのふたりが怒りのあまりアハシュエロス王のどうなとならっていたが、ニーその事が調べられて、それに神違ないことがあらわれたので、彼らふたりは木にかけられた。相違ないことがあらわれたので、彼らふたりは木にかけられた。この事は王の前で日誌の書にかきしるされた。

#### 第三章

の子ハマンを重んじ、これを昇進させて、自分と共にいるすべて、これらの事の後、アハシュエロス王はアガグびとハンメダター これらの事の後、アハシュエロス王はアガグびとハンメダタ

)法律を守りません。

それゆえ彼らを許しておくことは王。

うりっ まも その法律は他のすべての民かものと異なり、 にうりっ た たみ しこと

てハマンはアハシュエロス王に言った、「お国の各州にいるめ、一月一月のために、プルすなわちくじを投げさせた。^そし

セアハシュエロス王の第十二年の正 月すなわちニサンの月に、

ハマンの前で、十二月すなわちアダルの月まで、

一 日<sup>に</sup>ち

日<sup>に</sup>ち の た

滅ぼそうと図った。
せいてのユダヤ人、すなわちモルデカイの属する民をことごとくべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの属する民をことごとく 命令にそむくのか」と言った。『彼らは毎日モルデカイにこう言いた。『作りたちはモルデカイにむかって、「あなたはどうして王のはらいざまずかず、また敬礼しなかった。』そこで王の門にいるイはひざまずかず、また敬礼しなかった。』そこで王の門にいる 王の侍臣たちは皆ひざまずいてハマンに敬礼した。
\*\*\*\*
ての大臣たちの上にその席を定めさせた。三王の門 に知らせたので、 とを潔しとしなかった。彼らがモルデカイの属する民をハマン のを見て怒りに満たされたが、「ただモルデカイだけを殺すこ в ハマンはモルデカイのひざまずかず、また自分に敬礼しない 彼についてこうすることを命じたからである。 すでに自分のユダヤ人であることを彼らに語ったからである。 かを見ようと、これをハマンに告げた。 うけれども聞きいれなかったので、 たちの上にその席を定めさせた。ニ王 その事がゆるされるかどう なぜならモルデカイは しかしモルデカ の 門の内を これ なまずにいる

さい」。 さどる者たちの手に銀一万タラントを量りわたして、王の金庫せと 詔 をお書きください。そうすればわたしは王の事をつか る。その民もまたあなたに与えるから、よいと思うようにしな した。こそして王はハマンに言った、「その銀はあなたに与え ガグびとハンメダタの子で、 に入れさせましょう」。このそこで王は手から指輪をはずし、 ためになりません。 ユダヤ人の敵であるハマンにわた

総督、各州の知事および諸民のつかさたちにハマンが命じたことが、 かくじゅう ちょうしょなく かくじゅう ちょう しょみく ここ そこで正 月の十三日に王の書記官が召し集められ、王のここ しょうがっ それに印を押した。 = そして急使をもってその書を王の諸州でいる。 ままずの名をもってそれを書き、王の指輪をもって わて惑った。
た。時に王とハマンは座して酒を飲んでいたが、 に送り、十二月すなわちアダルの月の十三日に、一日のうちにす その文字を用い、諸民に送るものにはその言語を用い、おのお とをことごとく書きしるした。すなわち各州に送るものには スサの

命令と 詔をうける を裂き、荒布をまり といれい きょのりの内にはい で、これい きょのりの内にはい で、これい きょのり じく叫んで、三王の門の入口まで行った。 荒布をまとっては ルデカイはすべてこのなされたことを知ったとき、 その 衣き

かを尋ねて来るようにと命じた。<ハタクは出て、王の門の前にモルデカイのもとへ行って、それは何事であるか、何ゆえであるルは王の侍従のひとりで、王が自分にはべらせたハタクを召し、「はっ」という。 ので、王妃は非常に悲しみ、モルデカイに着物を贈り、それを着四エステルの侍女たちおよび侍従たちがきて、この事を告げた。 の正確な額を告げた。<また彼らを滅ぼさせるために、スサでせばかくがくというというできょうできょうできょうと対策した銀ヤ人を滅ぼすことのために王の金庫に量り入れると約束した銀 は自分の身に起ったすべての事を彼に告げ、かつしょん。 きょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう ひらば いるモルデカイのもとへ行くと、 せて、荒布を脱がせようとしたが受けなかった。mそこでエステ 一説きあり れた詔書の写しを彼にわたし、 を請い、王の前に願い求めるように彼女に言い伝えよる。 まる まる ない かのじょ いった かのじょ がのじょ かのじ なか 王のもとへ行ってその民のために王のあかし、彼のじょ きり それをエステルに見せ、 かつハマンがユダ 七 モルデカイ

ら

間、王のもとへうくくといば生きることができるのです。 みしてはなりません。わたしとわたしの侍女たちも同様に断食たしのために断食してください。三日のあいだ夜も昼も食い飲た、1<1あなたは行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、わた、1<1 ら、助けと救がユダヤ人のために起るでしょう。 ルの言葉をモルデカイに告げたので、「゠モルデカイは命じてエ間、王のもとへ行くべき召をこうむらないのです」。「ニエステ ば生きることができるのです。しかしわたしはこの三十日のあることを知っています。ただし王がその者に金の笏を伸べれへ行く者は、必ず殺されなければならないという一つの法律のへ と言った。ホハタクが帰ってきてモルデカイの言葉をエステルいった。 ハタクが帰ってきてモルデカイの言葉をエステル しましょう。 みしてはなりません。わたしとわたしの侍女たちも同様に しょう」。「ヨそこでエステルは命じてモルデカイに答えさせ とあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えら、助けと救がユダヤ人のために起るでしょう。しかし、あなた 四あなたがもし、このような時に黙っているならば、 のユダヤ人と異なり、難を免れるだろうと思ってはならない。こ ステルに答えさせて言った、「あなたは王宮にいるゆえ、すべて 男でも女でも、すべて召されないのに内庭にはいっ を伝えさせて言った、-- 「王の侍臣および王の諸。に告げたので、-○エステルはハタクに命じ、モルごに告げたので、-○エステルはハタクに命じ、モルご す」。「モモルデカイは行って、 た、トキ「あなたは行ってスサにいるすべてのユダヤ人を集め、 行きます。 れたのは、 そしてわたしは法律にそむくことですが玉のもと このような時のためでなかったとだれが知りま わたしがもし死なねばならない エステルがすべ へて自分に命じたいのなら、死にま 州の民は皆、 ほかの所か て王のもと

とおりに行った。

#### 第五章

> 楽しくない」。「四その時、妻ゼレシとすべての友は彼に言った、た。が王の門に座しているのを見る間は、これらの事もわたしにはが三の。 サピ ド \*\* 王と共に王妃に招かれている。「Eしかしユダヤ人モルデカイはだれも王と共にこれに臨ませなかった。あすもまたわたしは マンはその富の栄華と、そのむすこたちの多いことと、すべて玉やってその友だちおよび妻ゼレシを呼んでこさせ、ニ そしてハ て、 さって自分を昇進させられたことを彼らに語った。こハマン が自分を重んじられたこと、また王の大臣および侍臣たちにま に満たされた。10しかしハマンは耐え忍んで家に帰り、 せず、また身動きもしないのを見たので、モルデカイに対し怒り ンはモルデカイが王の門にいて、自分にむかって立ちあがりも ヵこうしてハマンはその日、心に喜び楽しんで出てきたが、ハマ どおりにいたしましょう」。 しんでその酒宴においでなさい」。ハマンはこの事をよしとし の上に掛けるように王に申し上げなさい。そして王と一緒 はまた言った、「玉妃エステルは酒宴を設けたが、わたしのほ <sup>-</sup>高さ五十キュビトの木を立てさせ、 その木を立てさせた。 あすの朝、 モルデカイをそ 人 と を

### 第六章

その夜、王は眠ることができなかったので、命じて日々の事ない。

した。゠そこで王は言った、「この事のために、どんな栄誉と爵位うとねらっていることを告げた、としるされているのを見いだ 中に、モルデカイがかつて王の侍従で、王のへやの戸を守る者のなり、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これの た。 \*\* 王の侍臣たちが「ハマンが庭に立っています」と王に言った。 \*\*\*。 じしょ けることを王に申し上げようと王宮の外庭にはいってきてい この時ハマンはモルデカイのために設けた木にモルデカイを掛 うちのビグタナとテレシのふたりが、アハシュエロス王を殺そ 思う人にはこうするのだ』とその前に呼ばわらせなさい」。| 0 衣服と馬とを王の最も尊い大臣のひとりの手にわたして、いふく、うま、 きう もっと たっと だいじん わたし以外にだれに栄誉を与えようと思われるだろうか」。ェハ がはいって来ると王は言った、「王が栄誉を与えようと思う人に たので、王は「ここへ、はいらせよ」と言った。\*やがてハマン も彼に与えていません」。『王は言った、「庭にいるのはだれか」。 をモルデカイに与えたか」。王に仕える侍臣たちは言った、「何になっか」。ます。これではこれでは、 しるした記録の書を持ってこさせ、王の前で読ませたが、こその それで玉はハマンに言った、「急いであなたが言ったように、 栄誉を与えようと思われる人にその衣服を着させ、またその人ミレンム - サヤート - ロンム すなわちその頭に王冠をいただいた馬をひいてこさせ、 マンは王に言った、「王が栄誉を与えようと思われる人のために 町の広場を導いて通らせ、『王が栄誉を与えようと
まら、ひろば、今とび、とおり、まら、えいよ、また カその ・ 王ョゥ が そ 国たの

ンを促し、エステルが設けた酒宴に臨ませた。「『彼らがなおハマンと話している時、王の侍従たちがきてハマ』が、

#### 第七章

げたあのモルデカイのためにハマンが用意した高さ五十キュビき添っていたひとりの侍従ハルボナが「王のためによい事を告 たしに与えてください。四わたしとわたしの民は売られて滅ぼわたしに与え、またわたしの願いにしたがってわたしの民をわよしとされるならば、わたしの求めにしたがってわたしの命をよしとされるならば、わたしの求め をしようと心にたくらんでいる者はだれか。またどこにいるの マに掛けよ」と言った。10そこで人々はハマンをモルデカイ♡木がハマンの家に立っています」と言ったので、王は「彼をダポ 殺され、 もしわたしが王の目の前に恵みを得、また王 絶やされようとしています。もしわたしたちが 上がもし

> のために備えてあったその木に掛けた。こうして王の怒りは、 いだ。

#### 第

ら

ルが自分とモルデカイがどんな関係の者であるかを告げたから
エステルに与えた。モルデカイは王の前にきた。これはエステ させた。 ルデカイに与えた。エステルはモルデカイにハマンの家を管理 である。=王はハマンから取り返した自分の指輪をはずして、モ - その日アハシュエロス王は、ユダヤ人の敵ハマンの家を王 いる でき

= エステルは再び王の前に奏し、その足もとにひれ伏して、アガ どうしてわたしの同族の滅びるのを、だまって見ていることが

した書はだれも取り消すことができない」。
した書はだれも取りに書き送った。すないことの音に、一日のうちに、モーランによる。
した書はだれる取りに書き送った。
またいこの音に、一日のうちに、ことを許した。
ことを許した。ここただしこの事をアハシュエロス王の諸州に伝わる。
ことを命じた。ここの書いた物の写しを韶として各州に伝わる。
ことを命じた。ここの書いた物の写しを韶として各州に伝わる。
ことを命じた。ここの書いた物の写しを韶として各州に伝わる。
ことを命じた。ここの書いた物の写しを韶として各州に伝わる。
ことを命じた。ここの書いた物の写しを韶として各州に伝わる。
ことを命じた。ここの書いた物の写しを韶として各州に伝

#### 第九章

ちに起ったからである。

もってすべての敵を撃って殺し、滅ぼし、自分たちを憎む者に対勢力ある者となったからである。エそこでユダヤ人はつるぎをせいかく アリダイ、 り物には手をかけなかった。 の敵であるハマンの十人の子をも殺した。しかし、そのぶんど パタ、ハポラタ、アダリヤ、アリダタ、ヵパルマシタ、アリサイ、 百人を殺し、滅ぼした。ㅂまたパルシャンダタ、ダルポン、アス し心のままに行った。< ユダヤ人はまた首都スサにおいても五 かさどる者は皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れ た からである。 ワエザタ、□○すなわちハンメダタの子で、 。四モルデカイは王の家で大いなる者となり、 三諸州の大臣、総督、 知事および王 ユダヤ人 一の事をつ た

た。 と、そのぶんどり物には手をかけなかっ三百人を殺した。しかし、そのぶんどり物には手をかけなかっぱんがある。 と、ど、どりの十四日にまたスサにいるユダヤ人がよう。

て彼らを絶やし、滅ぼそうとしたが、『玉エステルが王の前にきたとき、王は書を送って命じ、ハマンがユダヤ人に対して企てたたとき、王は書を送って命じ、ハマンがユダヤ人に対して企てたたとき、王は書を送って命じ、ハマンがユダヤ人に対して企てたたがってプリムと名づけた。そしてこの書のすべての言葉によたがってプリムと名づけた。そしてこの書のすべての言葉によたがってプリムと名づけた。そしてこの書のすべての言葉によたがってプリムと名づけた。そしてこの書のすべての言葉によたがってプリムと名づけた。そしてこの書のすべての言葉によたがってプリムと名づけた。そしてこの書のすべての言葉により、またこの事について見たところ、自分たちの会ったところによかたちと、その定様がよびすべて自分たちの会ったところによがれているにアビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人にかい、その上様の中に絶えることのないようにしたがったらにアビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人・これらのプリムの日がユダヤ人に、平和と真実の言葉をもって書を送り、『スルが、かつてユダヤ人にかいて、ユダヤ人モルデカイと表し、でいるすがない。かつて自分たちとその子孫の中に絶えることのないようにし、またこの記念がその子孫の中に絶えることのないようにした。またこの記念がその子孫の中に絶えることのないようにした。またユダヤ人に、平和と真実の言葉をもって書を送り、『スルが、かつてユダヤ人にかじたように、またユダヤ人たちが、アルが、かつてユダヤ人にかじたように、またユダヤ人たちが、アルが、かつてユダヤ人にかじたように、またユダヤ人たちが、かつて自分たちとその子孫のために定めたように、プリムのこかった。

い。リムに関するこれらの事を確定した。またこれは書にしるされりムに関するこれらの事を確定した。またこれは書にしるされ

た

# 第一〇章

#### ョ ブ 記き

#### 第一章

このいのした。 このいのいととなりは全土と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草と七千頭、らくだ三千頭、牛と女の子三人があり、三その家畜は草とした。五その心は東の人々のうちで最も大いなる者であった。四そのむすこたちは、かりぬいめい自分の日に、自分の家でふるまいを設け、その三人の姉妹をも招いて一緒に食い飲みするのを常とした。五そのふるまいの日がひとめぐり終るごとに、ヨブは彼らを呼び寄せてせべい。これはヨブが「わたしのむすこたちは、ヨブは彼らを呼び寄せてせべい。これはヨブが「わたしのむすこたちは、ことによったら罪が、これはヨブが「わたしのむすこたちは、ヨブは彼らを呼び寄せてもない。中国では、一世を行きめぐり、あちらこちら歩いてもました」。「主はサタンに言われた、「あなたはわたしのしもべきました」。「主はサタンに言われた、「あなたはどこから来たか」。サタンは主に答えて言った、「ヨブにないことを気づいたか」。カサタンは主に答えて言った、「ヨブにないことを気づいたか」。カサタンは主に答えて言った、「ヨブにないことを気づいたか」。カサタンは主に答えて言った、「ヨブにないことを気づいたがよった。

して拝し、三 そして言った、して拝し、三 そして言った、このときヨブは起き上がり、上着を裂き、頭をそり、地に伏このこのときヨブは起き上がり、上着を裂き、頭をそり、地に伏っ

主のみ名はほむべきかな」。
また裸でかしこに帰ろう。
また裸でかしこに帰ろう。
また裸でかしこに帰ろう。

愚かなことを言わなかった。 こすべてこの事においてヨブは罪を犯さず、また神に向かって言 すべてこの事においてヨブは罪を犯さず、また神に向かって

#### 第二章

く、神を恐れ、悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。あたその中に来て、主の前に立った。ニ主はサタンに言われた、「あなたは、わたしのしもベヨブのように全く、かつ正しむから、あちらこちら歩いてきました」。ニ主はサタンに言われた、「あたる日、また神の子たちが来て、主の前に立った。サタンもまっある日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。ある日、また神の子たちが来て、上の黄に立った。サタンもまっある日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。あたる日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。あたる日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。あたる日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。あたる日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。ある日、また神の子たちが来て、上の黄にないことを気づいたか。あたる。

なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、彼はなたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそうとしたが、タネヒ なたは、わたしを勧めて、ゆえなく彼を滅ぼそう

を受けるのですか。神をのろって死になさい」。このしかしヨブは陶器の頭が、それで自分の身をかき、灰の中にすわった。丸時に破片を取り、それで自分の身をかき、灰の中にすわった。丸時に破方を取り、それで自分の身をかき、灰の中にすわった。丸時に破がですか。神をのろって死になさい」。このしかしヨブは彼女に言った、「あなたはなおも堅く保って、自分を全うであるのですか。神をのろって死になさい」。このしかしヨブはある。 きではないか」。すべてこの事においてヨブはそのくちびるをきではないか」。すべてこの事においてヨブを撃ち、その足の裏からもって罪を犯さなかった。

のである。こ彼らは目をあげて遠方から見たが、彼のヨブであらはヨブをいたわり、 慰めようとして、たがいに約束してきたとエリパズ、シュヒびとビルダデ、ナアマびとゾパルである。彼間いて、めいめい自分の所から尋ねて来た。すなわちテマンび間・時に、ヨブの三人の友がこのすべての災のヨブに臨んだのをこ 時に、ヨブの三人の友がこのすべての災のヨブに臨んだのをこ

みの非常に大きいのを見たからである。

ないような。

ない自分の上着を裂き、天に向かって、ちりをうちあげ、自分たちい自分の上着を裂き、天に向かって、ちりをうちあげ、自分たちい自分の上着を裂き、天に向かって、ちりをうちあげ、自分たちのない。

ないまする。

#### 第三章

『男の子が、胎にやどった』と言った夜も『「わたしの生れた日は滅びうせよ。『「わたしの生れた日は滅びうせよ。なわちヨブは言った、『『かの生れた日をのろった。』すっての後、ヨブは口を開いて、自分の生れた日をのろった。』す

■やみと暗黒がこれを取りもどすように。 光がこれを照さないように。 神が上からこれを顧みられないように。 なまった。 神が上からこれを顧みられないように。 四その日は暗くなるように。

そのようになれ。

月の数にもはいらないように。 ちゅう くら しゅうちに加わらないように。 へその夜は、暗やみが、これを捕えるように。 日を暗くする者が、これを脅かすように。 はなが、その上にとどまるように。 雲が、その上にとどまるように。

レビヤタンを奮い起すに巧みな者が、<日をのろう者が、これをのろうように。喜びの声がそのうちに聞かれないように。生また、その夜は、はらむことのないように。

これをのろうように。

こ なにゆえ、ひざが、わたしを受けたのか。 また、あけぼののまぶたを見ることのないように。 また、あけぼののまぶたを見ることのないように。 また悩みをわたしの母の胎の戸を閉じず、 こ なにゆえ、わたしは胎から出て、死ななかったのか。 はないら出たとき息が絶えなかったのか。 できり から出たとき息が絶えなかったのか。 こ なにゆえ、わたしは胎から出て、死ななかったのか。 また悩みをわたしないように。 また悩みをわたしないように。

コース あるいは、こがねを持ち、 コース うしなかったならば、 コース 自分のために荒れ跡を築き直した はいます。 地の王たち、参議たち、 地の王たち、参議たち、 地の王たち、参議たち、

しろがねを家に満たした

≒≒わたしは安らかでなく、またおだやかでない。わたしの恐れおののくものが、わが身に及ぶ。

奴隷も、その主人から解き放される。 三なにゆえ、その道の隠された人に、 - 九小さい者も大きい者もそこにおり、 宝わたしの恐れるものが、わたしに臨み、 わたしのうめきは水のように流れ出る。 三日わたしの嘆きはわが食物に代って来り、 またり、またり、また。また。また。 三彼らは墓を見いだすとき、非常に喜び楽しむのだ。 掘るよりも、はなはだしい。 これを求めることは隠れた宝を 追い使う者の声を聞かない。 - へ捕われ人も共に安らかにおり、 うみ疲れた者も、休みを得、 こせかしこでは悪人も、あばれることをやめ 光を見ないみどりごのようでなかったのか。 「☆なにゆえ、わたしは人知れずおりる胎児のごとく、 君たちと一緒にいたであろう。

わたしは休みを得ない、ただ悩みのみが来る」。

#### 第四章

ーその時、 яところが今、この事があなたに臨むと、 衰えた手を強くした。 どこに正しい者で、断ち滅ぼされた者があるか。滅ぼされた者があるか。 カなたが神を恐れていることは
かみ まき。 四あなたの言葉はつまずく者をたすけ起し、 あなたは腹を立てるでしょうか。 二「もし人があなたにむかって意見を述べるならば、 t 考えてみよ、だれが罪のないのに、 あなたの道の全きことは、あなたの望みではないか あなたのよりどころではないか。 この事があなたに触れると、あなたはおじ惑う。 あなたは耐え得ない。 かよわいひざを強くした。 しかしだれが黙っておれましょう。 わたしの見た所によれば、 テマンびとエリパズが答えて言った、 不義を耕し、

わたしの耳はそのささやきを聞いた。こさて、わたしに、言葉がひそかに臨んだ、 夜の幻によって思い乱れている時はるまはあります。 こますなわち人の熟睡するころ、 若きししのきばは折られ、 n被らは神のいぶきによって滅び、 人はその造り主の前に清くありえようか。 わたしは静かな声を聞いた、 わたしはその姿を見わけることができなかった。 わたしの身の毛はよだった。 | | 時に、霊があって、わたしの顔の前を過ぎたので、 わたしの骨はことごとく震えた。 四恐れがわたしに臨んだので、おののき、 雌じしの子は散らされる。 ニ 雄じしは獲物を得ずに滅び、 □ ししのほえる声、たけきししの声はともにやみ その怒りの息によって消えうせる。 害悪をまく者は、それを刈り取っている。 一つのかたちが、わたしの目の前にあった。 | 八見よ、彼はそのしもべをさえ頼みとせず、 - ^ そのものは立ちどまったが、

### 第五章

せ人が生れて悩みを受けるのは、 その不思議なみわざは数えがたい。 ☆苦しみは、 真昼にも、夜のように手探りする。 三彼は悪賢い者の計りごとを敗られる。 悲しむ者を引き上げて、安全にされる。 こ 彼は低い者を高くあげ、この彼は地に雨を降らせ、野に水を送られる。 ヵ彼は大いなる事をされるかたで、 へしかし、わたしであるならば、 火の子が上に飛ぶにひとしい。 悩みは土から生じるものでない。 また強い者の手から救われる。 一四彼らは昼も、やみに会い、 「六それゆえ乏しい者に望みがあり、 わたしの事をまかせる。 ちりから起るものでなく 神に求め、 測り知れない、

いばらの中からさえ、これを奪う。

かわいた者はその財産をあえぎ求める。

III あなたは野の石と契約を結び、 III あなたは滅びと、ききんとを笑い、 そのすえが地の草のようになるのを知るであろう。 こヨまた、あなたの子孫の多くなり、 \*\*\* 自分の家畜のおりを見回っても、欠けた物がなく、 三四あなたは自分の天幕の安全なことを知り、 ではまく あんぜん 野の獣はあなたと和らぐからである。 地の獣をも恐れることはない。 滅びが来る時でも、恐れることはない。 おおい隠され、 三 あなたは舌をもってむち打たれる時にも、 死を免れさせ、 二つききんの時には、あなたをあがなって、 撃ち、またその手をもっていやされる。 それゆえ全能者の懲しめを軽んじてはならない。 不義はその口を閉じる。 = 木あなたは高齢に達して墓に入る、 いくさの時には、つるぎの力を免れさせられる。 七つのうちでも、『災はあなたに触れることがない。 In 彼はあなたを六つの悩みから救い、 | へ彼は傷つけ、また包み、 | 世見よ、神に戒められる人はさいわいだ。

あなたはこれを聞いて、みずから知るがよい」。 こも見よ、われわれの尋ねきわめた所はこのとおりだ。打ち場に運びあげるようになるであろう。 あたかも麦束をその季節になって

#### 第六章

ヨブは答えて言った、
ヨブは答えて言った、
こにどうかわたしの愛も、はかりにかけられるように。同時にわたしの愛も、はかりにかけられるように。同時にわたしの愛も、はかりにかけられるように。同時にわたしの変も、はかりにかけられるように。同時にわたしの変も、はかりにかけられるように。同時にわたしの変も、ない、わたしの言葉が軽率であったのだ。理なののでは、一方では、一方でであるのに鳴くであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。中は飼葉の上でうなるであろうか。ついたいの食欲はこれに触れることを拒む。これは、わたしのきらう食があろうか。これは、わたしのきらう食があろうか。これは、わたしのきらう食があろうか。これは、わたしのきらう食があろうか。

わたしは聖なる者の言葉を激しい苦しみの中にあっても喜ぶであろう。 わたしにどんな終りがあるので、 否んだことがないからだ。 ヵどうか神がわたしを打ち滅ぼすことをよしとし、 救われる望みは、わたしから追いやられた。 三まことに、わたしのうちに助けはなく、 わたしの肉は青銅のようであるのか。 なお耐え忍ばねばならないのか。 なお待たねばならないのか。 こわたしにどんな力があって、 み手を伸べてわたしを断たれるように。 どうか神がわたしの望むものをくださるように。 I 五 わが兄 弟たちは谷川のように、 全能者を恐れることをすてる。 |四その友に対するいつくしみをさし控える者は、 三わたしの力は石の力のようであるのか。 !O そうすれば、わたしはなお慰めを得、

そのうちに雪が隠れる。

せこれは暖かになると消え去り、

過ぎ去る出水のように欺く。

「六これは氷のために黒くなり、

三のわたしに教えよ、そうすればわたしは黙るであろう。 ☲あるいは『あだの手からわたしを救い出せ』と、 三わたしは言ったことがあるか、『わたしに与えよ』と、 シバの旅びとはこれを慕う。 It あなたがたは、みなしごのためにくじをひき 望みの絶えた者の語ることは風のようなものだ。 IX あなたがたは言葉を戒めうると思うのか。 しかしあなたがたの戒めは何を戒めるのか。 これ正しい言葉はいかに力のあるものか。 わたしの誤っている所をわたしに悟らせよ。 わたしをあがなえ』と。 あるいは『しえたげる者の手から わたしのために、まいないを贈れ』と、 あるいは『あなたがたの財産のうちから あなたがたはわたしの災難を見て恐れた。 三あなたがたは今わたしにはこのような者となった。 そこに来てみて、あわてる。 この彼らはこれにたよったために失望し、 - れテマの隊商はこれを望み、 むなしい所へ行って滅びる。 「 、 隊 商はその道を転じ、

> あなたがたの友をさえ売り買いするであろう。 こ、今、どうぞわたしを見られよ、 これどうぞ、思いなおせ、まちがってはならない。 さらに思いなおせ、 さらに思いなおせ、 かたしの義は、なおわたしのうちにある。 わたしの義は、なおわたしのうちにある。 かたしの表は、なおわたしのうちにある。 かたしの音に不義があるか。 わたしの口は災を

暑くなるとその所からなくなる。

### 第七章

エカたしの肉はうじと土くれとをまとい、

ロ かしをは長く、 あからを やといに からな かとが からまたその日は に からなれ した からなれ した できない からなれ した できない からなれ いからない からなれ いからない からなん いっき おいまか 夕暮を慕うように、 こ 奴隷が 夕暮を慕うように、 こ 女妻が 夕暮を慕うように、 こ かした は、むなしい月を持たせられ、 なる からを 与えられる。 しかしをは 長く、 あからま でころびまわる。 しかしをは 長く、 あからま でころびまわる。 しかしをは 長く、 あからま でき かっち かしない からない はないか。

四あなたは夢をもってわたしを驚かし

わたしの目は再び幸を見ることがない。

+ 記憶せよ、わたしの命は息にすぎないことを。 彼の所も、もはや彼を認めない。10彼は再びその家に帰らず、 ヵ雲が消えて、なくなるように わたしはいない。 望みをもたずに消え去る。 わたしが言うとき、 わたしの寝床はわが嘆きを軽くする』と |= 『わたしの床はわたしを慰め、 あなたはわたしの上に見張りを置かれる。 わたしの魂の苦しさによって嘆く。 わたしの霊のもだえによって語り、 二 それゆえ、わたしはわが口をおさえず、 あなたがわたしに目を向けられても、 かさねてわたしを見ることがなく、 へわたしを見る者の目は、 へわたしの日は機のひよりも速く わたしの皮は固まっては、またくずれる。 三 わたしは海であるのか、 龍であるのか

わたしの不義を除かれないのか。 この人を監視される者よ、わたしが罪を犯したとて、つばをのむまも、わたしを捨てておかれないのか。 わたしはいま土の中に横たわる。 三 なにゆえ、わたしのとがをゆるさず。 絶え間なく、これを試みられるのか。 これにみ心をとめ、 あなたがわたしを尋ねられても、 なにゆえ、わたしをあなたの的とし、 あなたに何をなしえようか。 わたしの日は息にすぎないのだから。 わたしに構わないでください。 わたしは長く生きることを望まない。 わが骨よりもむしろ死を選ぶ。 | 幻をもってわたしを恐れさせられる。 わたしはいないでしょう」。 わたしをあなたの重荷とされるのか。 「ヵいつまで、あなたはわたしに目を離さず、 |<朝ごとに、これを尋ね、 |t人は何者なので、あなたはこれを大きなものとし 「六わたしは命をいとう。 |虽それゆえ、わたしは息の止まることを願い、

### 第八章

こ 紙草は泥のない所に生 長することができようか。

時にシュヒびとビルダデが答えて言った、 ±あなたの初めは小さくあっても、 あなたの正しいすみかを栄えさせられる。 彼らをそのとがの手に渡されたのだ。四あなたの子たちが彼に罪を犯したので、 れわれわれはただ、きのうからあった者で、 先祖たちの尋ねきわめた事を学べ。 彼は必ずあなたのために立って、
かれ かなら 全能者は正義を曲げられるであろうか。 かみ、こうぎ、まかなたの口の言葉は荒い風ではないか。あなたの口の言葉は荒い風ではないか。 ニ「いつまであなたは、そのような事を言うのか その悟りから言葉を出さないであろうか。 □の彼らはあなたに教え、あなたに語り、 われわれの世にある日は、影のようなものである。 何も知らない、 へ 先の代の人に問うてみよ、 あなたの終りは非常に大きくなるであろう。 全能者に祈るならば、

この見よ、神は全き人を捨てられない。そしてほかの者が地から生じるであろう。 三彼は笑いをもってあなたの口を満たし、 また悪を行う者の手を支持されない。 『わたしはあなたを見たことがない』と。 その所は彼を拒んで言うであろう、 それにすがろうとしても、それは耐えない。 その寄るところは、くもの巣のようだ。 神を信じない者の望みは滅びる。 すべての草に先だって枯れる。 葦は水のない所におい茂ることができようか。 岩の間に生きていても、いっょがだい その若枝を園にはびこらせ、 三これはなお青くて、まだ刈られないのに、 |へもしその所から取り除かれれば、 せその根を石塚にからませ、 | 六彼は日の前に青々と茂り、 |ヨその家によりかかろうとすれば、家は立たず、 こすべて神を忘れる者の道はこのとおりだ。 | n 見よ、これこそ彼の道の喜びである、 | 四その頼むところは断たれ、

悪しき者の天幕はなくなる」。
ニニあなたを憎む者は恥を着せられ、
喜びの声をもってあなたのくちびるを満たされる。

### 第九章

その柱はゆらぐ。
、なが、地を震い動かしてその所を離れさせられると、たなが、地を震い動かしてその所を離れさせられると、はは怒りをもって、これらをくつがえされる。なればは、山を移されるが、山は知らない。

プレアデスおよび南の密室を造れ彼は北斗、オリオン、海の波を踏まれた。

み かれっぱ さ彼は進み行かれるが、わたしは彼を認めない。タボ マヤ い

たれが彼にむかって『あなたは何をするのか』とだれが彼をはばむことができるか。 だれが彼をはばむことができるか。 「日よ、彼が奪い去られるのに、

ラハブを助ける者どもは彼のもとにかがんだ。 Im 神はその怒りをやめられない。 言うことができるか。

言葉を選んで、彼と議論することができよう。ことは、そら、かれ、ぎる人「四どうしてわたしは彼に答え、

わたしを責められる者に「またといわたしは正しくても答えることができない。

あわれみを請わなければならない。

彼がわたしに答えられても、エネ たといわたしが呼ばわり、

わたしの声に耳を傾けられたとは信じない。

ゆえなく、わたしに多くの傷を負わせ |も彼は大風をもってわたしを撃ち砕き、 「入わたしに息をつかせず、

苦い物をもってわたしを満たされる。 だれが彼を呼び出すことができよう。 さばきの事であるならば、 - 丸の争いであるならば、彼を見よ

彼はわたしを曲った者とする。たといわたしは罪がなくても、 わたしの口はわたしを罪ある者とする。

こったといわたしは正しくても、

わたしは自分の命をいとう。 三 わたしは罪がない、しかしわたしは自分を知らない。

三 皆同一である。それゆえ、わたしは言う、 

彼は罪のない者の苦難をあざ笑われる。タホボ゚ータホ 三 災がにわかに人を殺すような事があると、共に滅ぼされるのだ』と。

彼はその裁判人の顔をおおわれる。 IET世は悪人の手に渡されてある。

もし彼でなければ、これはだれのしわざか。 Im わたしの日は飛脚よりも速く、

> ニスこれは走ること葦舟のごとく、 飛び去って幸を見ない。

えじきに襲いかかる、わしのようだ。

ニモたといわたしは『わが嘆きを忘れ、 憂い顔をかえて元気よくなろう』と言っても、

三へわたしはわがもろもろの苦しみを恐れる。 あなたがわたしを罪なき者とされないことを

わたしは知っているからだ。

In わたしは罪ある者とされている。

IO たといわたしは雪で身を洗い、 どうして、いたずらに労する必要があるか。

灰汁で手を清めても、

三 あなたはわたしを、みぞの中に投げ込まれるので、 わたしの着物も、わたしをいとうようになる。

≡ 薄はわたしのように人ではないゆえ、

わたしは彼に答えることができない。 われわれは共にさばきに臨むことができない。

III われわれの間には、 == どうか彼がそのつえをわたしから取り離し、 われわれふたりの上に手を置くべき仲裁者がない。

その怒りをもって、

わたしを恐れさせられないように。

### 第一〇章

こわたしは自分の喩きを包まず言いあらわし、 わたしは自分の嘆きを包まず言いあらわし、 わたしは神子の嘆きを包まず言いあらわし、 わたしは神に申そう、 こわたしは神に申そう、 こわたしは神に申そう、 これないと争われるかを知らせてほしい。 なぜわたしと争われるかを知らせてほしい。 なぜわたしと争われるかを知らせてほしい。 を罪ある者とされないように。 思人の計画を照すことを良しとされるのか。 あなたの行っておられるのは肉の目か、 あなたの日は人の日のごとく、 あなたの日は人の日のごとく、 あなたの罪を調べられるのか。 もなたはなにゆえわたしのとがを尋ね、 わたしの罪を調べられるのか。 なおなたはわたしの罪のないことを知っておられる。 もなたはわたしの罪のないことを知っておられる。 またあなたはわたしの罪のないことを知っておられる。

あなたはわたしに目をつけて、

わたしを罪から解き放されない。

ヨわたしがもし悪ければわたしはわざわいだ。

わたしは知っている。

| 四わたしがもし罪を犯せば、

へあなたの手はわたしをかたどり、わたしを作った。 たころが今あなたはかえって、わたしを演ぼされる。 たころが今あなたはかえって、わたしを作られた事を。 ところが、わたしをちりに返そうとされるのか。 このあなたはわたしをちりに返そうとされるのか。 ところが、わたしをちりに返そうとされるのか。 ところが、わたしをもってわたしを作られた事を。 ところが、わたしをもってわたしに痩せ、 を整めように凝り固まらせたではないか。 このあなたは肉と皮とをわたしに着せ、 はいか。 このもといつくしみとをわたしに痩け、 かのもしを顧みてわが霊を守られた。 かのもしを顧みてわが霊を守られた。 この事があなたの心のうちにあった事を

I もし頭をあげれば、 わたしは恥に満ち、悩みを見ているからだ。わたしは恥に満ち、悩みを見ているからだ。わたしはなりない。

### 第

そこでナアマびとゾパルは答えて言った、

少しく慰めを得させられるように。 どうぞ、しばしわたしを離れて、 初めからなかった者のようであったなら、 新たに軍勢を出してわたしを攻められる。 暗黒で秩序なく、光もやみのようだ」。 三これは暗き地で、やみにひとしく わたしは暗き地、暗黒の地へ行く。 これを得させられるように。 三 わたしが行って、帰ることのないその前に、 このわたしの命の日はいくばくもないではないか。 よかったのに。 元胎から墓に運ばれて、 わたしは息絶えて目に見られることなく わたしにむかってあなたの怒りを増し、 わたしにむかって再びくすしき力をあらわされる。 あなたは、ししのようにわたしを追い、 | + あなたは証人を入れ替えてわたしを攻め、 ↑ なにゆえあなたはわたしを胎から出されたか、

≖どうぞ神が言葉を出し、 わたしは神の目に潔い』と。 人はあなたを恥じさせないだろうか。 = あなたのむなしい言葉は人を沈黙させるだろうか = 「言葉が多ければ、答なしにすまされるだろうか。 <それは天よりも高い、あなたは何をなしうるか。 神はさまざまの知識をもたれるからである。 四あなたは言う、『わたしの教は正しい、 口の達者な人は義とされるだろうか それは陰府よりも深い、あなたは何を知りうるか それであなたは知るがよい、神はあなたの罪よりも \* 知恵の秘密をあなたに示されるように。 あなたにむかってくちびるを開き、 あなたがあざけるとき、 全能者の限界を窮めることができるか。 |○彼がもし行きめぐって人を捕え、

さばきに召し集められるとき

堅く立って、恐れることはない。

がたたった。

のできたができ、

のできながらことができ、 多くの者はあなたの好意を求めるであろう。あなたを恐れさせるものはない。 流れ去った水のようになる。かなたのこれを覚えることは、 神に向かって手を伸べるであろう。 愚かな者も悟りを得るであろう。 保護されて安らかにいこうことができる。 | 玉そうすれば、あなたは恥じることなく あなたの天幕に悪を住まわせてはならない。 三もしあなたが心を正しくするならば、 これに心をとめられぬであろうか。 たとい暗くても朝のようになる。 こせそしてあなたの命は真昼よりも光り輝き 三しかし野ろばの子が人として生れるとき、 エヘあなたは望みがあるゆえに安んじ、 「ヵあなたは伏してやすみ、 |四もしあなたの手に不義があるなら、それを遠く去れ、 ☆あなたは苦しみを忘れ、 しかし悪しき者の目は衰える。

その望みは息の絶えるにひとしい」。彼らは逃げ場を失い、

彼は不義を見る時、

### 第 一 二 章

そこでヨブは答えて言った、 六かすめ奪う者の天幕は栄え、 すば もの てんまく さか 不幸な者に対する侮りがあって、「重安らかな者の思いには、 正しく全き人は物笑いとなる。 四わたしは神に呼ばわって、聞かれた者であるのに、 = しかしわたしも、あなたがたと同様に悟りをもつ。 こ「まことに、あなたがたのみ、人である、 その友の物笑いとなっている。 それはあなたに教える。 だれがこのような事を知らないだろうか。 わたしはあなたがたに劣らない。 知恵はあなたがたと共に死ぬであろう。 自分の手に神を携えている者も同様だ。 神を怒らす者は安らかである。 足のすべる者を待っている。 しかし獣に問うてみよ

海の魚もまたあなたに示す。彼らはあなたに教える。 彼が水を出せば、地をくつがえす。 三知恵と力は神と共にあり、命の長い者には悟りがある。 惑わされる者も惑わす者も彼のものである。 | カと深き知恵は彼と共にあり、 彼が人を閉じ込めれば、開き出すことができない。 宮 彼が破壊すれば、 再び建てることができない。 深慮と悟りも彼のものである。 三老いた者には知恵があり、 耳は言葉をわきまえないであろうか。 こ 口が食 物を味わうように、 およびすべての人の息は彼の手のうちにある。 主の手がこれをなしたことを知らぬ者があろうか。 ヵこれらすべてのもののうち、いずれか |五彼が水を止めれば、それはかれ、 一つすべての生き物の命、いのち | も彼は議士たちを裸にして連れ行き、

彼らの腰に腰帯を巻き、「<王たちのきずなを解き、「<王たちのきずなを解き、」とはまずまます。

空の鳥に問うてみよ、

それはあなたに告げる。

へあるいは地の草や木に問うてみよ

力ある者を滅ぼし、 the test to the t

国々を広くし、また捕え行き、ニュー国々を大きくし、またこれを滅ぼし、『黒をとに引き出し、またこれを滅ぼし、暗黒を光に引き出し、

酔うた者のようによろめかせる。 ならを道なき荒野にさまよわせ、 でかり くら こ 地の民の長たちの悟りを奪い、 こ 光なき暗やみに手探りさせ、 こ 光なき暗やみに手探りさせ、 でかり くら でかり くら でかり とり でする。 でする。 でかり とり でする。 です。 でする。 です。 でする。 

### 第一三章

これをことごとく見た。「見よ、わたしの目は、

四あなたがたは偽りをもってうわべを繕う者、 ェしかしわたしは全能者に物を言おう、 ぜんのうしゃ もの い わたしは神と論ずることを望む。 わたしはあなたがたに劣らない。 ニあなたがたの知っている事は、わたしも知っている。 わたしの耳はこれを聞いて悟った。 無用の医師だ。

яどうか、あなたがたは全く沈黙するように。 また彼のために偽りを述べるのか。 ± あなたがたは神のために不義を言おうとするのか。 わたしの口で言い争うことに耳を傾けるがよい。 これがあなたがたの知恵であろう。 わたしの論ずることを聞くがよい。

ヵ神があなたがたを調べられるとき、 あなたがたは無事だろうか。 神のために争おうとするのか。

^ あなたがたは彼にひいきしようとするのか。

彼を欺くことができるか。
かなたがたは人を欺くようにあなたが

彼は必ずあなたがたを責められる。 こその威厳はあなたがたを恐れさせないであろうか。

-○あなたがたがもし、ひそかにひいきするならば、

彼をおそれる恐れが あなたがたに臨まないであろうか。

あなたがたの盾は土の盾だ。 三あなたがたの格言は灰のことわざだ。

何事でもわたしに来るなら、来るがよい。 『『黙して、わたしにかかわるな、わたしは話そう。 |四わたしはわが肉をわが歯に取り、

わが命をわが手のうちに置く。

わたしは絶望だ。 In 見よ、彼はわたしを殺すであろう。

神の前に出ることができないからだ。
「<これこそわたしの救となる。神を信じない者は、 エー あなたがたはよくわたしの言葉を聞き、

もしあるならば、わたしは黙して死ぬであろう。 わたしの述べる所を耳に入れよ。 そうすれば、わたしはあなたの顔をさけて こ0 ただわたしに二つの事を許してください。 わたしは義とされることをみずから知っている。 - n だれかわたしと言い争う事のできる者があろうか。 |<見よ、わたしはすでにわたしの立ち場を言い並べた。|

第一四章

隠れることはないでしょう。

虫に食われた衣服のようにすたれる。 こへこのような人は腐れた物のように朽ち果て、 わたしの足の周囲に限りをつけられる。 わたしのすべての道をうかがい、 これわたしの足を足かせにはめ、 わたしに若い時の罪を継がせ、 =< あなたはわたしについて苦き事どもを書きしるし、 干あがったもみがらを追われるのか。 In あなたは吹き回される木の葉をおどし、 わたしをあなたの敵とされるのか。 三四なにゆえ、あなたはみ顔をかくし、 わたしのとがと罪とをわたしに知らせてください。 IIII わたしのよこしまと、わたしの罪がどれほどあるか。 あなたご自身、わたしにお答えください。 わたしに物を言わせて、 三そしてお呼びください、わたしは答えます。 わたしを恐れさせないでください。 あなたの恐るべき事をもって 三あなたの手をわたしから離してください。

その幹が土の中に枯れても、
へたといその根が地の中に老い、 その月の数もあなたと共にあり、 まその日は定められ、 四だれが汚れたもののうちから清いものを 三 あなたはこのような者にさえ目を開き、 影のように飛び去って、とどまらない。 ニ彼は花のように咲き出て枯れ、 なから生れる人は がんな うま ひと ェ木には望みがある。 その若枝は絶えることがない。 たとい切られてもまた芽をだし、 その日を楽しむことができるでしょう。 そうすれば彼は雇人のように、 ☆彼から目をはなし、手をひいてください。 越えることのできないようにされたのだから、 あなたがその限りを定めて、 出すことができようか、ひとりもない。 あなたの前に引き出して、さばかれるであろうか。 日が短く、悩みに満ちている。

17

川がかれて、かわくように、 二水が湖から消え、 わたしの罪を見のがされるでしょう。 あなたはみ手のわざを顧みられるでしょう。 わたしは答えるでしょう。 わが解放の来るまで待つでしょう。 | P 人がもし死ねば、また生きるでしょうか わたしを覚えてください。 わたしのために時を定めて、 あなたの怒りのやむまで、潜ませ、 I= どうぞ、わたしを陰府にかくし、 その眠りからさまされない。 天のつきるまで、目ざめず、 三人は伏して寝、また起きず、 1 4 その時あなたはわたしの歩みを数え、 ェ あなたがお呼びになるとき、

おのれのために嘆くのみである」。

息が絶えれば、どこにおるか。

□○しかし人は死ねば消えうせる。

若木のように枝を出す。

れなお水の潤いにあえば芽をふき、 ぬず ゥームム

# 第一五章

神の前に祈る事をやめている。

「知者はむなしき知識をもって答えるであろうか。
「知者はむなしき知識をもって論じるであろうか。
「知者はむなしき知識をもって論じるであろうか。
東風をもってその腹を満たすであろうか。
東風をもってその腹を満たすであろうか。
「知者はむなしき知識をもって論じるであろうか。
東のところがあなたは神を恐れることを捨て、
なる、またいのこと
神の前に祈る事をやめている。

年老いた人もあって、 せあなたは最初に生れた人であるのか。 木あなたの口みずからあなたの罪を定める、 このような言葉をあなたの口から出すのはなぜか。 どうしてあなたの目はしばたたくのか。 三どうしてあなたの心は狂うのか。 あなたにとって、あまりに小さいというのか。 二 神の慰めおよびあなたに対するやさしい言葉も、 かみ なくさ あなたの父よりも年上だ。 □○われわれの中にはしらがの人も、 われわれも悟るではないか。 あなたが悟るものは われわれも知るではないか。 ヵあなたが知るものは あなたは知恵を独占しているのか。 ^ あなたは神の会議にあずかったのか。 山よりも先に生れたのか。 あなたのくちびるがあなたに逆らって証明する。 わたしではない。 あなたは悪賢い人の舌を選び用いる。 □あなたが神にむかって気をいらだて、

残酷な人には年の数が定められている。この悪しき人は一生の間、もだえ苦しむ。 □ 彼は食物はどこにあるかと言いつつさまよい、 三その耳には恐ろしい音が聞え、 女から生れた者は、どうして正しくありえよう。 IM 悩みと苦しみとが彼を恐れさせ、 三彼は、暗やみから帰りうるとは信ぜず、 繁栄の時にも滅ぼす者が彼に臨む。はんえいしょ 他国人はその中に行き来したことがなかった。 |四人はいかなる者か、どうしてこれは清くありえよう。 暗き日が手近に備えられてあるのを知る。 つるぎにねらわれる。 隠す所なく語り伝えたものである。 わたしは自分の見た事を述べよう。 また不義を水のように飲む人においては。 もろもろの天も彼の目には清くない。 ln 彼らにのみこの地は授けられて、 「ハこれは知者たちがその先祖からうけて、 エセゎたしはあなたに語ろう、聞くがよい。 「、まして憎むべき汚れた者、 |玉見よ、神はその聖なる者にすら信を置かれない、

三、滅ぼされた町々に住み、

大の住まない家、売塚となる所におるからだ。 大の住まない家、荒塚となる所におるからだ。 これ彼は富める者とならず、その富はながく続かない、 また地に根を張ることはない。 この彼は暗やみからのがれることができない。 とならず、その富はながく続かない、 また地に根を張ることはない。

彼の枝は緑とならないであろう。
ニニ彼の時のこない前にその事がなし遂げられ、その報いはむなしいからだ。その報いはむなしいからだ。

Im 神を信じない者のやからは子なく、またオリブの木のように、その花を落すであろう。その熟さない実をふり落すであろう。その熟さない実をふり落すであろう。

たといわたしは語っても、

わたしの苦しみは和らげられない。

たといわたしは忍んでも、

その腹は偽りをつくる」。
『『彼らは害悪をはらみ、不義を生み、『『ならは害悪をはらみ、不義を生み、まいないによる天幕は火で焼き滅ぼされるからだ。まいないによる天幕は火で焼き滅ぎされるからだ。

第一六章

わたしの肝を地に流れ出させられる。彼は無慈悲にもわたしの腰を射通し、 首を捕えて、わたしを打ち砕き、 悪人の手に投げいれられる。 わたしに向かって歯をかみ鳴らした。 n 彼は怒ってわたしをかき裂き、わたしを憎み、 <彼はわたしを、しわ寄らせた。 彼はわたしのやからをことごとく荒した。 t まことに神は今わたしを疲れさせた。 IIIその射手はわたしを囲む わたしを立てて的とされた。 彼はわたしを切り裂き、 三わたしは安らかであったのに、 ともに集まってわたしを攻める。 10人々はわたしに向かって口を張り、 わたしの敵は目を鋭くして、わたしを攻める。 わたしの顔にむかって証明する。 またわたしのやせ衰えた姿が立って、わたしを攻め、 これがわたしに対する証拠である。 侮ってわたしのほおを打ち、

わたしの角をちりに伏せた。| エ わたしは荒布を膚に縫いつけ、| エ わたしは荒布を膚に縫いつけ、| 単うにわたしに、はせかかられる。| 四 彼はわたしを打ち破って、破れに破れを加え、| 四 彼はわたしを打ち破って、破れに破れを加え、

どれほどそれがわたしを去るであろうか。

た しかし、わたしの手には暴虐がなく、 これでいる。 これではいる。 これではいる。 これではいるがある。 これではいて赤くなり、 これではないて赤くなり、 これではないであがある。

# 第一七章

わが霊は破れ、わが日は尽き、

罪なき者は神を信ぜぬ者に対して憤る。< 酢の かみ しん まの たい いずどおへ 正しい者はこれに驚き、 ェ分け前を得るために友を訴えるものは とも、うった <sup>セ</sup>わが目は憂いによってかすみ、 \*被はわたしを民の笑い草とされた。 その子らの目がつぶれるであろう。 それゆえ、彼らに勝利を得させられるはずはない。 保証となってくれる者があろうか。ほかにだれがわたしのために こわが日は過ぎ去り、 わたしはあなたがたのうちに賢い者を見ないのだ。 潔い手をもつ者はますます力を得る。 わがからだはすべて影のようだ。 わたしは顔につばきされる者となる。 悟ることのないようにされた。 四あなたは彼らの心を閉じて、 ○しかし、あなたがたは皆 再び来るがよい、 わが計りごとは敗れ、

おが心の願いも敗れた。
こ 彼らは言う、『光が暗やみに近づいている』と。
彼らは言う、『光が暗やみに近づいている』と。
で かたしがもし陰府をわたしの家として望み、いる。 と言い、 ので で あなたはわたしの父である』と言い、 ので で あなたはわたしの母、 ので が かたしの姉妹である』と言うならば、 ので かたしの望みはどこにあるか、 これがわたしの望みはどこにあるか、 で れがわたしの望みを見ることができようか。 たれがわたしの望みを見ることができようか。 たれがわたしの望みを見ることができようか。 かれわれば下って陰府の関門にいたり、 しかれわれば下って陰府の関門にいたり、 しかれかれば下って陰府の関門にいたり、 しかれかれば下って陰府の関門にいたり、 しかれかれば下って陰府の関門にいたり、 しかれかれば下のでという。 と言い、 しかれがいので かんしの望みを見ることができようか。 かれかれがいたりに下るであろうか」。

三どうか、あなた自ら保証となられるように。

わが目は常に彼らの侮りを見る。

ニまことにあざける者どもはわたしのまわりにあり

墓はわたしを待っている。

### 第一 八章

マロ 怒っておのが身を裂く者よ、
ロ 怒っておのが身を裂く者よ、
ロ 怒っておのが身を裂く者よ、
ロ 怒っておのが身を裂く者よ、
ロ 怒っておのが身を裂く者よ、
ロ 怒っておのが身を裂く者よ、

I= その皮膚は病によって食いつくされ、炎は彼をつまずかすために備わっている。 |四彼はその頼む所の天幕から引き離されて、 をあるといる でんまく ひ はな 死のういごは彼の手足を食いつくす。 その計りごとは彼を倒す。 彼の上のともしびは消える。 れわなは彼のかかとを捕え、 へ彼は自分の足で網にかかり、 恐れの王のもとに追いやられる。 こその力は飢え、 その歩みにしたがって彼を追う。 こ 恐ろしい事が四方にあって彼を恐れさせ 張り網は彼を捕えるために道に設けられる。 □○輪なわは彼を捕えるために地に隠され、 網わなは彼を捕える。 また落し穴の上を歩む。 ェその力ある歩みはせばめられ、 さその天幕のうちの光は暗く、 その火の炎は光を放たず、

こ まことに、悪しき者のすまいはこのようであり、こ まことに、悪しき者のすまいはこのようであり、こ まの者はおじ恐れる。 まの者はおじ恐れる。 東の者はおじ恐れる。 東の者はおじ恐れる。 まの者はおじ恐れる。 まの者はおしないるが、 まのまのすまいはこのようであり、 まのまのすまいはこのようであり、 まのまのまのす。 まのまのまのす。 まのまのまのまのまでは、 まのまのまのまでは、 まのまのまのまでは、 まのまのまのまでは、 まのまのまのまでは、 まのまのまのまでは、 まのまのまでは、 まのまのまでは、 まのまのまでは、 まのまのまでは、 まのまでは、 まのまのまでは、 まのまでは、 まのま

岩はその所から移されるだろうか。あなたのために地は捨てられるだろうか。

五悪しき者の光は消え、 もの ひかり き

# 第一九章

神を知らない者の所はこのようである」。

わたしを悪くあしらってもなお恥じないのか。 三 あなたがたはすでに十度もわたしをはずかしめ、 三 ずをもってわたしを打ち砕くのか。 こ 「あなたがたはいつまでわたしを悩まし、

■もしあなたがたが、 ■もしあなたがたが、 まことにわたしに向かって高ぶり、 まことにわたしに向かって高ぶり、 その網でわたしを囲まれたのだ』と知るべきだ。 その網でわたしを囲まれたのだ』と知るべきだ。 その網でわたしを囲まれたのだ』と知るべきだ。 と見よ、わたしが『暴 虐』と叫んでも答えられず、 ははわたしの道にかきをめぐらして、 なはわたしの道にかきをめぐらして、 なはわたしの道にかきをめぐらして、 四たといわたしが、まことにあやまったとしても

ここその軍勢がいっせいに来て、ここその軍勢がいっせいに来て、わたしを敵のひとりのように思われた。

コー としていたとしないのきらい、コー 親しい人々はおたしをいみきらい、コー わが友よ、わたしを打ったからである。コー わが友よ、わたしを打ったからである。コー わが友よ、わたしを打ったからである。カたしの骨は皮と肉につき、コー あなたがたは、なにゆえ神のようにわたしをあわれめ、わたしの肉をもって満足しないのか。 ままずく わたしの肉をもって満足しないのか。 コー どうか、わたしので言葉が、書きとめられるように、 ままずく かんしの肉をもって満足しないのか。

わたしが起き上がれば、わたしをあざける。

どうか、わたしの言葉が、書物にしるされるように。

第二〇章

そこでナアマびとゾパルは答えて言った、

こもしかもわたしの味方として見るであろう。 後の日に彼は必ず地の上に立たれる。のため、からかなら、ちょうだった。たったたかれる、わたしをあがなう者は生きておられる、 わたしは肉を離れて神を見るであろう。 ニ< わたしの皮がこのように滅ぼされたのち、 これによって、あなたがたは 怒りはつるぎの罰をきたらすからだ。 ニカつるぎを恐れよ、 と言うならば また『事の根源は彼のうちに見いだされる 彼を責めようか』と言い、 三へあなたがたがもし『われわれはどうして わたしの心はこれを望んでこがれる。 わたしの見る者はこれ以外のものではない。

さばきのあることを知るであろう」。

昔から地の上に人の置かれてよりこのかた、 = わたしはわたしをはずかしめる非難を聞く、 я 悪しき人の勝ち誇はしばらくであって. 四あなたはこの事を知らないのか、 これがために心中しきりに騒ぎ立つ。 しかし、わたしの悟りの霊がわたしに答えさせる。

三四鉄の筆と鉛とをもって、

ながく岩に刻みつけられるように。

豆わたしは知る、

神を信じない者の楽しみはかったの

\* たといその高さが天に達し、 ただつかのまであることを。

彼を見た者は言うであろう、『彼はどこにおるか』と。なればおのれの糞のように、とこしえに滅び、せ、彼はおのれの糞のように、とこしえに滅び、その頭が雲におよんでも、 n 彼を見た目はかさねて彼を見ることがなく、彼れ み め ぱれ み め ぱれ み め ぱれ み の なれ み の ない 払われるであろう。 なれ ぱる まぼうしょ まっぱん まる まぼうしょ その手は彼の貨財を償うであろう。 このその子らは貧しい者に恵みを求め、 <彼は夢のように飛び去って、 再び見ることはない。 

しかしそれは彼と共にちりに伏すであろう。 

こその骨には若い力が満ちている

25

彼は家を奪い取っても、 この彼の欲張りは足ることを知らぬゆえ、 その商いによって得た利益をもって 彼の内で毒蛇の毒となる。 三 その力の満ちている時、彼は窮 境に陥り、それゆえ、その繁栄はながく続かないであろう。 三彼が残して食べなかった物とては一つもない。 その楽しむ何物をも救うことができないであろう。 それを建てることができない。 In 彼が貧しい者をしえたげ、これを捨てたからだ。 楽しむことができない。 それを食うことができない。 | 古 彼は蜜と凝 乳の流れる川々を見ることができない。| かれ あっ ぎょうにゅう なが かわがわ み まむしの舌は彼を殺すであろう。 神がそれを彼の腹から押し出されるからだ。 Im 彼は貨財をのんでも、またそれを吐き出す、 |<彼はほねおって獲たものを返して、 | 六彼は毒蛇の毒を吸い、

それを彼の上に降り注ぎ、彼の食物とされる。神はその激しい怒りを送って、神はその激しい怒りを送って、はずいかいないを満たそうとすれば、悩みの手がことごとく彼の上に臨むであろう。

「四その食物は彼の腹の中で変り、口の中に含んでいても、 まっ きゃ かっく

I=これを惜しんで捨てることなく、

これを舌の裏にかくし

青銅の矢は彼を射通すであろう。
世がられても、
「四なは鉄の武器を免れても、

きらめく矢じりがその肝から出てきて、宝っ彼がこれをその身から引き抜けば、

地は起って彼を攻めるであろう。

地は起って彼を攻めるであろう。

いっと、おいっと、は、の音に、ない、かれい彼の上に臨む。
これが吹き起したものでない火が彼を焼きつくし、人が吹き起したものでない火が彼を焼きつくし、それできた。 まいっと まい ほう はい かれ がねの罪をあらわし、 まい かれ いみ これ でん かれ いみ まい かれ いみ これ でん かれ いみ これ でん かれ いみ これ いる者を滅ぼすであろう。

神によって定められた嗣業である」。 これが悪しき人の神から受ける分、神の怒りの日に消えうせるであろう。 ずる いか の日に消えうせるであろう。 なく その家の財産は奪い去られ、 地は起って彼を攻めるであろう。

### ------------------

そこでヨブは答えて言った、

その子孫もその目の前に堅く立つ。ハその子らは彼らの前に堅く立ち、ハ 三彼らは手鼓と琴に合わせて歌い、 その子らは舞い踊る。 その雌牛は子を産んで、そこなうことがない。 老齢に達し、かつ力強くなるのか。 \*わたしはこれを思うと恐ろしくなって、 四わたしのつぶやきは人に対してであろうか =まずわたしをゆるして語らせなさい。 - 「あなたがたはとくと、わたしの言葉を聞き、 笛の音によって楽しみ こ 彼らはその小さい者どもを群れのように連れ出し、 □○その雄牛は種を与えて、誤ることなく、 神のつえは彼らの上に臨むことがない。

\*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* ・ \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* ヵその家は安らかで、恐れがなく t なにゆえ悪しき人が生きながらえ、 からだがしきりに震えわななく。 手を口にあてるがよい。 я あなたがたはわたしを見て、 驚き、 わたしはどうして、いらだたないでいられようか。 わたしが語ったのち、あざけるのもよかろう。 これをもって、あなたがたの慰めとするがよい。

その災の彼らの上に臨むこと、 神がその怒りをもって苦しみを与えられること、 幾たびあるか。 悪人の計りごとは、わたしの遠く及ぶ所でない。 われわれはこれに祈っても、なんの益があるか』と。 われわれはあなたの道を知ることを好まない。 安らかに陰府にくだる。 どうかそれを彼ら自身に報いて、 その子らに報いられるのだ』と。 幾たびあるか。 あらしに吹き去られるもみがらのようになること、 幾たびあるか。 | モ悪人のともしびの消されること、 われわれはこれに仕えねばならないのか。 三その日をさいわいに過ごし、 「ヵあなたがたは言う、 | 六見よ、彼らの繁栄は彼らの手にあるではないか。 五全能者は何者なので、 四彼らは神に言う、『われわれを離れよ、 <sup>"</sup>神は彼らの罪を積みたくわえて、 |<彼らが風の前のわらのようになること|

彼らにその罪を知らせられるように。タネ゙

激しい怒りの日に彼は救い出される。ますがある。なれませんだった。まれませんだ、それの日に悪人は免れ、このすなわち、、災の日に悪人は免れ、 彼らの証言を受け入れないのか。 三五ある者は心を苦しめて死に、 彼らはその後の家になんのかかわる所があろうか。 In あなたがたは道行く人々に問わなかったか 悪人の住む天幕はどこにあるか』と。 三、あなたがたは言う、『王侯の家はどこにあるか、 わたしを害しようとするたくらみを知る。 これ見よ、わたしはあなたがたの思いを知り、 うじにおおわれる。 三、彼らはひとしくちりに伏し、 なんの幸をも味わうことがない。 その骨の髄は潤っている。 IM そのからだには脂肪が満ち、 III ある者は繁栄をきわめ、 だれが神に知識を教えることができようか。 三輪は天にある者たちをさえ、さばかれるのに 三その月の数のつきるとき、 全能者の怒りを彼らに飲ませられるように。 全く安らかに、かつおだやかに死に、

このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。
このできるの答は偽り以外の何ものでもない」。

このすなわち彼ら自身の目にその滅びを見させ、

### **炉\_\_\_\_章**

- そこでテマンびとエリパズは答えて言った、 - ここでテマンびとエリパズは答えて言った、 - 「人は神を益することができるであろうか。 - 「人は神を益することができるであろうか。 - 「人は神を益することができるであろうか。 - 「人は神を益することができるであろうか。 - でと、から、だだしくても、全能者になんの喜びがあろう。 - あなたが自分の道を全うしても、 をないなんの利益があろう。 - できないできるであろうか。 - できないできるであろうか。 - できないできるであろうか。 - できないできるであろうか。

こあなたの光は暗くされ、恐怖は、にわかにあなたを驚かす。 彼は天の大空を歩まれるのだ』と。なれ、そんがかだ。まかない。彼は見ることができない。 彼は黒雲を通して、さばくことができるのか。 見よ、いと高き星を。いかに高いことよ。 ヵあなたは、やもめをむなしく去らせた。 飢えた者に食物を与えなかった。 裸な者の着物をはぎ取り、 ☆あなたはゆえなく兄 弟のものを質にとり、 四濃い雲が彼をおおい隠すと、 三神は天に高くおられるではないか。 大水はあなたをおおうであろう。 あなたは見ることができない。 10 それゆえ、わなはあなたをめぐり、 みなしごの腕は折られた。 名ある人はそのうちに住んだ。 ハ力ある人は土地を得、 セ疲れた者に水を飲ませず、<br/> I=それであなたは言う、『神は何を知っておられるか。

л あなたの悪は大きいではないか。

あなたの罪は、はてしがない。

三とうか、彼の口から教を受け、 三 あなたは神と和らいで、平安を得るがよい。 その残した物は火で焼き滅ぼされた』と。 IO 『まことにわれわれのあだは滅ぼされ 罪なき者は彼らをあざ笑って言う、「ヵ正しい者はこれを見て喜び、 また『全能者はわれわれに何をなしえようか』と。 その基は川のように押し流された。 三四こがねをちりの中に置き、 あなたの天幕から不義を除き去り、 その言葉をあなたの心におさめるように。 そうすれば幸福があなたに来るでしょう。 わたしのくみする所ではない。 オフルのこがねを谷川の石の中に置き、 ただし悪人の計りごとは ニーー 彼らは神に言った、『われわれを離れてください』と、 | | 彼らは時がこないうちに取り去られ、 いにしえの道を守ろうとするのか |五あなたは悪しき人々が踏んだ |へしかし神は彼らの家を良い物で満たされた。 おのれを低くし

Im 全能者があなたのこがねとなり

本なたの貴重なしろがねとなるならば、 ままなしろがねとなるならば、 は、一本なたが彼にがるならば、彼はあなたに聞かれる。 これあなたが彼にがるならば、彼はあなたに聞かれる。 これあなたが彼にがるならば、彼はあなたに聞かれる。 これあなたが事をなそうと定めるならば、 これがは高ぶる者をなそうと定めるならば、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 あなたはその事を成就し、 かれば高ぶる者を救われるが、 かればいる。 かれたがまた。 かれたがまた。 かれたがまた。 かれたがまた。 かなたはその事を成就し、 かれたはその事を成就し、 かれたがる者を救われる。 あなたはその手の潔いことによって、 かれるであろう」。

第二三章

四わたしは彼の前にわたしの訴えをならべ、このようもまた、わたしのつぶやきは激しく、このみ座に至ることができるように。をのみ座に至ることができるように。ないたが、なるできるようにあれたしのできるように、

もかしこでは正しい人は彼と言い争うことができる。 いな、かえってわたしを顧みられるであろう。 こわたしの足は彼の歩みに堅く従った。わたしは金のように出て来るであろう。 右の方に向かっても、見ることができない。 <見よ、わたしが進んでも、彼を見ない。 だれが彼をひるがえすことができようか。 そうすれば、わたしはわたしをさばく者から \*被は大いなる力をもって、 わたしに言われる所を悟ろう。 в わたしは、わたしに答えられるみ言葉を知り、 口をきわめて論議するであろう。 その口の言葉をわたしの胸にたくわえた。 三わたしは彼のくちびるの命令にそむかず、 彼がわたしを試みられるとき、 IO しかし彼はわたしの歩む道を知っておられる。 永久に救われるであろう。タヒンキョッラ サイヘ わたしと争われるであろうか I=しかし彼は変ることはない。 わたしは彼の道を守って離れなかった。 退いても、彼を認めることができない。

四貧しい者を道から押しのける者がある。

1の弱い者は皆彼らをさけて身をかくす。

彼らは荒野におる野ろばのように出て働き、

やもめの牛を質に取る者、

全能者はわたしを恐れさせられた。 暗黒がわたしの顔をおおっている。 - もわたしは、やみによって閉じこめられ、 - 六神はわたしの心を弱くされた。 わたしは考えるとき、彼を恐れる。 そしてこのような事が多く彼の心にある。 一四彼はわたしのために定めた事をなし遂げられる。 彼はその心の欲するところを行われるのだ。 ┱それゆえ、わたしは彼の前におののく。

# 第二四章

≡みなしごのろばを追いやる者、 \*\*\* 群れを奪ってそれを飼う者、 =世には地境を移す者、 - なにゆえ、 なにゆえ、彼を知る者がその日を見ないのか。 定めておかれないのか。 全能者はさばきの時

弱い者と貧しい者を殺し、 四人を殺す者は暗いうちに起き出て 夜は盗びととなる。

<彼らは山の雨にぬれ、しのぎ場もなく岩にすがる。 貧しい者の幼な子を質にとる者がある。) 寒さに身をおおうべき物もない。 また悪人のぶどう畑で拾い集める。 \* 彼らは畑でそのまぐさを刈り、 野で獲物を求めて、その子らの食物とする。 (みなしごをその母のふところから奪い、

飢えつつ麦束を運び、 10彼らは着る物がなく、 こ 悪人のオリブ並み木の中で油をしぼり、

酒ぶねを踏んでも、かわきを覚える。 三町の中から死のうめきが起り、

傷ついた者の魂が助けを呼び求める。 しかし神は彼らの祈を顧みられない。 I= 光にそむく者たちがある。

彼らは光の道を知らず、 光の道にとどまらない。

|五 姦淫する者の目はたそがれを待って、 だれもわたしを見ていないだろう』と言い、

彼らは暗黒の恐れを友とするからだ。

その受ける分は地でのろわれ、

『彼らは水のおもてにすみやかに流れ去り、

「ハあなたがたは言う、

「六彼らは暗やみで家をうがち、

顔におおう物を当てる。

### 第二五章

# 第二六章

= 「あなたは力のない者をどれほど助けたかしれない。そこでヨブは答えて言った、

= 知恵のない者をどれほど教えたかしれない。

悟りをどれほど多く示したかしれない。

気力のない腕をどれほど救ったかしれない。

その知恵をもってラハブを打ち砕き、これらはただ彼の道の端にすぎない。この見よ、これらはただ彼の道の端にすぎない。われわれが彼について聞く所はいかにかすかなささやきであろう。しかし、その力のとどろきに至っては、またらしかし、その力のとどろきに至っては、たれが悟ることができるか」。

# 第二七章

ェ 亡霊は水およびその中に住むものの下に震う。

四あなたはだれの助けによって言葉をだしたのか

あなたから出たのはだれの霊なのか。

六神の前では陰府も裸である。 かみ まえ よ み はだか

- ヨブはまた言葉をついで言った、
コブはまた言葉をついで言った、
こ 「神は生きておられる。
こ 「神は生きておられる。
こ 「神は生きておられる。
こ 「神は生きておられる。
こ 「神は生きておられる。
こ 一神の息がわたしの魂を悩まされた。
さ わたしの見がわたしの鼻にある間、
神の息がわたしの鼻にある間、
神の息がわたしの鼻にある間、
わたしの舌は偽りを語らない。
かたしは死ぬまで、潔白を主張してやめない。
わたしは死ぬまで、潔白を主張してやめない。
わたしは死ぬまで、潔白を主張してやめない。
わたしは死ぬまで、潔白を主張してやめない。

衣服を土のように備えても、

一たたとい彼は銀をちりのように積み、 そのやもめらは泣き悲しむことをしない。 その子孫は食物に飽きることがない。

1○彼は全能者を喜ぶであろうか、神はその叫びを聞かれるであろうか。 全能者と共にあるものを隠すことをしない。 常に神を呼ぶであろうか。 九災が彼に臨むとき、 神を信じない者になんの望みがあろう。 <神が彼を断ち、その魂を抜きとられるとき、 圧制者の全能者から受ける嗣業である。 三これは悪人の神から受ける分、 それなのに、どうしてむなしい者となったのか。 こわたしは神のみ手についてあなたがたに教え、 不義なる者のようになるように。 わたしに逆らう者は せどうか、わたしの敵は悪人のようになり、 三見よ、あなたがたは皆みずからこれを見た、 |四その子らがふえればつるぎに渡され、

> 番人の造る小屋のようである。 その銀は罪なき者が分かち取るであろう。 こせその備えるものは正しい人がこれを着、 |<彼の建てる家は、くもの巣のようであり

わたしは今まで一日も心に責められた事がない。

この恐ろしい事が大水のように彼を襲い、 目を開けばその富はない。 - カ 彼は富める身で寝ても、 再び富むことがなく、

夜はつむじ風が彼を奪い去る。

三 東風が彼を揚げると、彼は去り、 彼をその所から吹き払う。

三それは彼を投げつけて、あわれむことなく、 三それは彼に向かって手を鳴らし、 彼はその力からのがれようと、もがく。

あざけり笑って、その所から出て行かせる。

精錬するこがねには出どころがある。 三人は暗やみを破り、 こくろがねは土から取り、 あかがねは石から溶かして取る。 - しろがねには掘り出す穴があり、

山を根元からくつがえす。 ヵ人は堅い岩に手をくだして、 < 猛 獣もこれを踏まず、ししもこれを通らなかった。 人を離れて身をつりさげ、揺れ動く。 道行く人に忘れられ、四彼らは人の住む所を離れて縦穴をうがち、四彼らは人の住む所を離れて縦穴をうがち、 せその道は猛禽も知らず、たかの目もこれを見ず、 \*その石はサファイヤのある所、 **五地はそこから食物を出す。** また生ける者の地でそれを獲ることができない。 悟りのある所はどこか。 その目はもろもろの尊い物を見る。 □ 彼は岩に坑道を掘り、 そこにはまた金塊がある。 その下は火でくつがえされるようにくつがえる。 三人はそこに至る道を知らない、 三しかし知恵はどこに見いだされるか。 淵は言う、『それはわたしのうちにない』と。

暗やみおよび暗黒の中から鉱石を取る。いやはてまでも尋ねきわめて

やはてまでも尋ねきわめて、

『われわれはそのうわさを耳に聞いただけだ』。 三これはすべての生き物の目に隠され Im 彼は地の果までもみそなわし、 純金をもってしても、その価を量ることはできない。 尊い縞めのうも、サファイヤも同様である。 天が下を見きわめられるからだ。 三滅びも死も言う、 空の鳥にも隠されている。 悟りのある所はどこか。 このそれでは知恵はどこから来るか。 「ヵエチオピヤのトパズもこれに並ぶことができない。 その価を量ることはできない。 銀も量ってその価とすることはできない。 また海は言う、『わたしのもとにない』と。 彼はそのある所を知っておられる。 知恵を得るのは真珠を得るのにまさる。 「ハさんごも水晶も言うに足りない。 また精金の器物もこれと換えることができない。 「スオフルの金をもってしても、 In 精金もこれと換えることはできない。 |tこがねも、玻璃もこれに並ぶことができない。

# 第二九章

> れ君たる者も物言うことをやめて、 老いた者は身をおこして立ち、 岩もわたしのために油の流れを注ぎだした。 救ったからである。 その舌を上あごにつけた。 その口に手を当て、 ^ 若い者はわたしを見てしりぞき、 わたしの座を広場に設けた。 ± あの時には、わたしは町の門に出て行き、 わたしの公義は上着のごとく、 また、みなしごおよび助ける人のない者を 目に見た者はこれをあかしした。 10 尊い者も声をおさめて、 わたしの子供たちもわたしの周囲にいた。 わたしはまたやもめの心をして喜び歌わせた。 |三今にも滅びようとした者の祝福がわたしに来た。| 三これは助けを求める貧しい者を救い、 こ 耳に聞いた者はわたしを祝福された者となし、 |四わたしは正義を着、正義はわたしをおおった。 わたしの足跡は乳で洗われ、

また冠のようであった。

「八 その時、わたしは言った、
「九 わたしは自分の集の中で死に、
」 たいの日は砂のように多くなるであろう。
」 たわたしの日は砂のように多くなるであろう。
」 たいのおいの様は水のほとりにはびこり、
このわたしの様は水のほとりにはびこり、
このわたしの様は水のほとりにはびこり、
このわたしので洗さばわたしの枝におくであろう。
ここわたしの弓はわたしの枝にかっち強い。と。
ここかとび、おりていつも強い。と。
ここかとび、おりていつも強い。と。
ここかとび、おりていた。
「このように降りそそいだ。
「こっとがは、かれらは雨を待つように、わたしを待ち望み、
をあの雨を仰ぐように口を開いて仰いだ。
「四 彼らは雨を待つように、わたしを待ち望み、
をある。をは、まれて、いた。ではいるが、できなかった。
この 彼らは雨を待つように、わたしを待ち望み、
をある。をは、かれる。とき、かれらは雨を待つように、わたしを待ち望み、
をあるがれる。をは、ないの質の光を除くことができなかった。

- ^ 貧しい者の父となり、

足なえの足となり、

その歯の間から獲物を引き出した。

こもわたしはまた悪しき者のきばを折り、知らない人の訴えの理由を調べてやった。

### 第三〇章

<彼らは愚かな者の子、また卑しい者の子であって 国から追いだされた者だ。

たそれなのに、わたしは今彼らの歌となり、

彼らの笑い草となった。

わたしの顔につばきすることも、 -○彼らはわたしをいとい、遠くわたしをはなれ、 ためらわない。

二神がわたしの綱を解いて、

彼らもわたしの前に慎みを捨てた。かたしを卑しめられたので、

わたしを追いのけ、 三このともがらはわたしの右に立ち上がり、

わたしにむかって滅びの道を築く。

これをさし止める者はない。 I= 彼らはわたしの道をこわし、わたしの災を促す。

| 一般らは広い破れ口からはいるように進みきたり、

破壊の中をおし寄せる。

| 玉 恐ろしい事はわたしに臨み、

わたしの誉は風のように吹き払われ

「一つは、わたしの魂はわたしの内にとけて流れ わたしの繁栄は雲のように消えうせた。

悩みの日はわたしを捕えた。 〒 夜はわたしの骨を激しく悩まし、

> 二0 わたしがあなたにむかって呼ばわっても、 In 神がわたしを泥の中に投げ入れられたので、 はだ着のえりのように、わたしをしめつける。 わたしはちり灰のようになった。 わたしをかむ苦しみは、やむことがない。 「へそれは暴力をもって、わたしの着物を捕え、

わたしが立っていても、あなたは顧みられない。 あなたは答えられない。

三 あなたは変って、わたしに無情な者となり、 み手の力をもってわたしを攻め悩まされる。

すべての生き物の集まる家に帰らせられることを。 III わたしは知っている、あなたはわたしを死に帰らせ、 IM さりながら荒塚の中にある者は、 大風のうなり声の中に、もませられる。

手を伸べないであろうか、

こまわたしは苦しい日を送る者のために 災の中にある者は助けを呼び求めないであろうか。

泣かなかったか。

悲しまなかったか。かたしの魂は貧しい人のために

しかしわたしが幸を望んだのに災が来た。

どんなであろうか

三不義なる者には災が下らないであろうか

高き所から全能者の与えられる嗣業はたか、ところ、 ぜんのうしゃ あた しょきょうどんなであろうか。

こもしそうすれば上から神の下される分は

契約を結んだ、 わたしの目と わたしは、わたしの目と どうして、おとめを慕うことができようか わたしの笛は泣く者の声となった。 三わたしの琴は悲しみの音となり、 わたしの骨は熱さによって燃え、 三つわたしの皮膚は黒くなって、はげ落ち、 だちょうの友となった。 ニュ わたしは山犬の兄 弟となり、 三つわたしは日の光によらずに黒くなって歩き、 公会の中に立って助けを呼び求める。

悩みの日がわたしに近づいた。

これわたしのはらわたは沸きかえって、

静まらない。

悪をなす者には災難が臨まないであろうか。

光を待ち望んだのにやみが来た。

<わたしのまいたのを他の人が食べ、わたしの手に汚れがついていたなら、 ヵもし、わたしの心が、 女に迷ったことがあるか 急いだことがあるなら、 яもし、わたしがうそと共に歩み、 四彼はわたしの道をみそなわし 他の人が彼女の上に寝てもかまわない。 またわたしが隣り人の門で 抜き取られてもかまわない。 わたしのために成長するものが、 せもしわたしの歩みが、道をはなれ、 そうすれば神はわたしの潔白を知られるであろう。) (正しいはかりをもってわたしを量れ はた。 わたしの足が偽りにむかって わたしの歩みをことごとく数えられぬであろうか。 待ち伏せしたことがあるなら、 わたしの心がわたしの目にしたがって歩み、 ここれは重い罪であって、 □のわたしの妻が他の人のためにうすをひき、

さばきびとに罰せられるべき悪事だからである。

ここれは滅びに至るまでも焼きつくす火であって、

In わたしを胎内に造られた者は、神が尋ねられるとき、なんとお答えしようか。 われわれを腹の内に形造られた者は、彼をも造られたのではないか。 三もしわたしを助ける者が門におるのを見て、 暖まらなかったことがあるなら、 また彼がわたしの羊の毛で io その腰がわたしを祝福せず、 身をおおう物のない貧しい人をわたしが見た時に、 - 1 もし着物がないために死のうとする者や またその母の胎を出たときから彼を導いた。) みなしごに食べさせなかったことがあるなら - もあるいはわたしひとりで食物を食べて、 やもめの目を衰えさせ、 ただひとりではないか。 |四神が立ち上がられるとき、わたしはどうしようか わたしがもしその言い分を退けたことがあるなら、 わたしと言い争ったときに、 わたしのすべての産業を根こそぎ焼くであろう。 III わたしのしもべ、また、はしためが - ^ (わたしは彼の幼い時から父のように彼を育て、 | < わたしがもし貧しい者の願いを退け、

三もし、わたしの天幕の人々で、 IO(わたしはわが口に罪を犯させず、 三わたしの肩骨が、肩から落ち、 のろいをもって彼の命を求めたことはなかった。) 勝ち誇ったことがあるなら、 または災が彼に臨んだとき、 ニュわたしがもしわたしを憎む者の滅びるのを喜び、 よる。まで、まで、まで、までいる。 わたしは上なる神を欺いたからである。 三へこれもまたさばきびとに罰せらるべき悪事だ。 ニモ 心ひそかに迷って、手に口づけしたことがあるなら、 または月の照りわたって動くのを見た時、 〒 わたしがもし日の輝くのを見、 喜んだことがあるなら、 わたしの手に多くの物を獲た事とを 三 わたしがもしわが富の大いなる事と、 精金をわが頼みと言ったことがあるなら、 その威光の前には何事もなすことはできない。 三 わたしは神から出る災を恐れる、 わたしの腕が、つけ根から折れてもかまわない。 振り上げたことがあるなら みなしごにむかってわたしの手を Imわたしがもし金をわが望みとし

こせわが歩みの数を彼に述べ、 冠のようにこれをわが身に結び、 告訴状があればよいのだが。 ああ、 四0 小麦の代りに、いばらがはえ、 その持ち主を死なせたことがあるなら、 En もしわたしが金を払わないでその産物を食べ そのうねみぞが共に泣き叫んだことがあるなら、 言べもしわが田畑がわたしに向かって呼ばわり、
ははたす。 君たる者のようにして、彼に近づくであろう。

\*\*\* Et わたしは必ずこれを肩に負い、 どうか、全能者がわたしに答えられるように。 Em ああ、わたしに聞いてくれる者があればよいのだが、 口を閉じ、門を出なかったことがあるなら、 三四わたしが大衆を恐れ、宗族の侮りにおぢて、 たいしょう まき そうそく あなど わたしの悪事を胸の中に隠したことがあるなら、 ■■ わたしがもし人々の前にわたしのとがをおおい、 わたしはわが門を旅びとに開いた。) 三(他国人はちまたに宿らず、 言わなかったことがあるなら (わたしのかきはんがここにある。 わたしの敵の書いた

> ヨブの言葉は終った。 大麦の代りに雑草がはえてもかまわない」。

『だれか彼の肉に飽きなかった者があるか』と、

### **弗三二章**

人の口に答える言葉のないのを見て怒りを起した。 える言葉がなかったので、エリフは彼らにむかっても怒りを起 も自分の正しいことを主張するので、彼はヨブに向かって怒り とバラケルの子エリフは怒りを起した。すなわちヨブが神より \*ブズびとバラケルの子エリフは答えて言った、 した。『エリフは彼らが皆、自分よりも年長者であったので、ヨ を起した。『またヨブの三人の友がヨブを罪ありとしながら、答 ブに物言うことをひかえて待っていたが、πここにエリフは三 三人の者はヨブに答えるのをやめた。こその時ラム族のブズび ここのようにヨブが自分の正しいことを主張したので、 せわたしは思った、『日を重ねた者が語るべきだ. 全能者の息が人に悟りを与える。ハしかし人のうちには霊があり、ハ 年を積んだ者が知恵を教えるべきだ』と。 わたしの意見を述べることをあえてしなかった。 それゆえ、わたしははばかって、 「わたしは年若く、あなたがたは年老いている。

彼らには、もはや言うべき言葉がない。

- 六彼らは物言わず、

人にはできない』と。 彼に答えることはしない。 三わたしはあなたがたに心をとめたが、 その知恵ある言葉に耳を傾け、 こ 見よ、わたしはあなたがたの言葉に期待し、 わたしもまたわが意見を述べよう』。一〇ゆえにわたしは言う、『わたしに聞け、 n 老いた者、必ずしも知恵があるのではなく、 In 彼らは驚いて、もはや答えることをせず、 彼に勝つことのできるのは神だけで、ホッポ 『われわれは知恵を見いだした、「『おそらくあなたがたは言うだろう、 また彼の言葉に答える者はひとりもなかった。 ひとりもなく、 あなたがたのうちにヨブを言いふせる者は 待っていた。 あなたがたが言うべき言葉を捜し出すのを 年とった者、必ずしも道理をわきまえるのではない。 |四彼はその言葉をわたしに向けて言わなかった。

三わたしはだれをもかたより見ることなく、

くちびるを開いて答えよう。このわたしは語って、気を晴らし、

また何人とにもへつらうことをしない。

もしへつらうならば、わたしの造り主は直ちに呈 わたしはへつらうことを知らないからだ。

わたしを滅ぼされるであろう。

□見よ、わたしは口を開き、口の中の舌は物言う。わたしのすべての言葉に耳を傾けよ。 □ だから、ヨブよ、今かたしの言うことを聞け、・だから、ヨブよ、今かたしの言うことを聞け、・\*\*

神は人よりも大いなる者だ。
あなたはこの事において正しくない。 四神の霊はわたしを造り、 三見よ、わたしはあなたに答える、 ±見よ、わたしの威厳はあなたを恐れさせない、 見よ、神に対しては、わたしもあなたと同様であり、 わたしの前に言葉を整えて、立て。 **玉あなたがもしできるなら、わたしに答えよ** わたしのすべての行いに目をとめられる』と。 わたしを自分の敵とみなし、 わたしは清く、不義はない。 ヵあなたは言う、『わたしはいさぎよく、とがはない。 わたしはあなたの言葉の声を聞いた。 <確かに、あなたはわたしの聞くところで言った、 わたしの勢いはあなたを圧しない。 わたしもまた土から取って造られた者だ。 全能者の息はわたしを生かす。 □○見よ、彼はわたしを攻める口実を見つけ、 |三あなたが『彼はわたしの言葉に 一わたしの足をかせにはめ、

わたしのくちびるは真実をもってその知識を語る。

人はそれを悟らないのだ。 三その肉はやせ落ちて見えず、 このその命は、食物をいとい、 少しも答えられない』といって、 その骨は見えなかったものまでもあらわになり、 その食欲は、おいしい食物をきらう。 その骨に戦いが絶えることなく、 その命を守って、つるぎに滅びないようにされる。 警告をもって彼らを恐れさせ、 夢あるいは夜の幻のうちで、 |五人々が熟睡するとき、または床にまどろむとき、 また二つの方法によって語られるのだが、 彼に向かって言い争うのは、どういうわけであるか。 三その魂は墓に近づき、その命は滅ぼす者に近づく。 In 人はまたその床の上で痛みによって懲らされ 高ぶりを人から除き、 四神は一つの方法によって語られ - へその魂を守って、墓に至らせず、 1+こうして人にその悪しきわざを離れさせ - ☆彼は人々の耳を開き、

千のうちのひとりであって、仲保となり、ニュもしそこに彼のためにひとりの天使があり、

黙せよ、わたしはあなたに知恵を教えよう」。
『『もし語ることがないなら、わたしに聞け、望むからだ。
『むからだ。
おたしはあなたを正しい者にしようとおれ、わたしに答えよ、

三四神は彼をあわれんで言われる、

人にその正しい道を示すならば、

わたしはすでにあがないしろを得た。

### 第三四章

エリフはまた答えて言った、
ことは、きょうなたがた知恵ある人々よ、わたしの言葉を聞け、あなたがた知識ある人々よ、わたしに耳を傾けよ。
耳は言葉をわきまえるからだ。
四われわれは正しい事を選び、
われわれの間に良い事の
ない。ことはは、まままであれた。
神はわたしの公義を奪われた。
かかかわらず、偽る者とされた。わたしの矢傷はいえない』と。
わたしの矢傷はいえない』と。
もだれかヨブのような人があろう。

|| でであるとがた理解ある人々よ、わたしに聞け、|| でれであなたがた理解ある人々よ、わたしに聞け、|| こうれであなたがた理解ある人々よ、わたしに聞け、 人はちりに帰るであろう。 その身に振りかからせられる。 こ 神は人のわざにしたがってその身に報い、 全能者は断じて不義を行うことはない。 n 彼は言った、『人は神と親しんでも、 正しく力ある者を、あなたは非難するであろうか。 こせ公義を憎む者は世を治めることができようか。 わたしの言うところに耳を傾けよ。 - 五すべての肉は共に滅び、 にく とも ほろ その息をご自分に取りあつめられるならば、 だれか全世界を彼に負わせた者があるか。 三まことに神は悪しき事を行われない。 おのおのの道にしたがって、 なんの益もない』と。 全能者はさばきをまげられない。 | \* もし、あなたに悟りがあるならば、これを聞け、 |四神がもしその霊をご自分に取りもどし、 三だれかこの地を彼にゆだねた者があるか。

彼はあざけりを水のように飲み、

この彼は力ある者をも調べることなく打ち滅ぼし、

一国の上にも、一人の上にも同様だ。だれが彼を見ることができようか。 彼が顔を隠されるとき、だれが非難することができようか。 悩める者の叫びを彼に聞かせる。彼のもとにいたらせ、 彼はあなたの好むように報いをされるであろうか。 III あなたが拒むゆえに、 三わたしの見ないものをわたしに教えられたい。 その道を全く顧みないからだ。 あなたの知るところを言いなさい。 あなたみずから選ぶがよい、わたしはしない。 重ねてこれをしない』と。 もしわたしが悪い事をしたなら、 『わたしは罪を犯さないのに、懲しめられた。 三だれが神に向かって言ったか、 民をわなにかける事のないようにするためである。 EOこれは神を信じない者が世を治めることがなく、 これ彼が黙っておられるとき、 こへこうして彼らは貧しき者の叫びをいる。 It これは彼らがそむいて彼に従わず、 彼らをその悪のために撃たれる。タネ゙

神に逆らって、その言葉をしげくする」。
||国 悟りある人々はわたしに言うだろう、
||国 『ヨブの言うところは知識がなく、
||一 どうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 どうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 とうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 とうかヨブが終りまで試みられるように、
||元 は 自分の罪に、とがを加え、
|| かれれの中にあって手をうち、
|| われわれの中にあって手をうち、

## 第三五章

エリフはまた答えて言った、
ニ 「あなたは『神の前に自分は正しい』と言うのか。
ニ あなたは『神の前に自分は正しい』と言うのか。
これはわたしになんの益があるか、罪を犯したのとくらべて
なんのまさるところがあるか』と。
四わたしはあなたおよび、
四わたしはあなたおよび、
ので、というと、
あなたと共にいるあなたの友人たちに答えよう。
ま天を仰ぎ見よ、
あなたの上なる高き空を望み見よ。

セまたあなたは正しくても、彼に何を与え得ようか。 あなたのとがが多くても、彼に何をなし得ようか。 二地の獣よりも多く、われわれを教え、 ・ けもの おお おれわれを教え、 <あなたの悪はただあなたのような人にかかわり、 彼はあなたの手から何を受けられるであろうか。 彼になんのさしさわりがあるか。 あなたは彼を待つべきである。 さばきは神の前にある。 また全能者はこれを顧みられない。 悪しき者の高ぶりによる。 三彼らが叫んでも答えられないのは、 空の鳥よりも、われわれを賢くされる方である』と。 彼は夜の間に歌を与え、 『わが造り主なる神はどこにおられるか、 力ある者の腕のゆえに呼ばわる人々がある。 れしえたげの多いために叫び、 あなたの義はただ人の子にかかわるのみだ。 □○しかし、ひとりとして言う者はない、 五今彼が怒りをもって罰せず、 四あなたが彼を見ないと言う時はなおさらだ。 三まことに神はむなしい叫びを聞かれない。

無知の言葉をしげくする」。

「<ヨブは口を開いてむなしい事を述べ、
まとがを深く心にとめられないゆえに

六あなたが罪を犯しても、

## 第三六章

エリフは重ねて言った、

れ彼らの行いと、とがと、 悩みのなわに捕えられる時は、 繁 彼らの耳を逆 境によって開かれる。 エ神は苦しむ者をその苦しみによって救いする きょうぎょう 神に縛られる時も、助けを呼び求めることをしない。 |= 心に神を信じない者どもは怒りをたくわえ こもし彼らが聞いて彼に仕えるならば、 その高ぶったふるまいを彼らに示し、 さばきをおのれに満たし すべて肥えた物であった。 そしてあなたの食。卓に置かれた物は 束縛のない広い所に誘い出された。 - 六神はまたあなたを悩みから、 その命は恥のうちに終る。 - 四彼らは年若くして死に、 知識を得ないで死ぬであろう。 三しかし彼らが聞かないならば、つるぎによって滅び、 その年を楽しく送るであろう。 彼らはその日を幸福に過ごし、ダラーネマ゙゙゙ゥ゙ 悪を離れて帰ることを命じられる。 - ○彼らの耳を開いて、教を聞かせ、 ェしかしあなたは悪人のうくべき

三、見よ、神は大いなる者にいまして、 人は遠くからこれを見るにすぎない。 三見よ、神はその力をもってあがめられる。 三慎んで悪に傾いてはならない。 この人々がその所から断たれる 悩みを免れさせるであろうか、 In すべての人はこれを仰ぎ見る。 これは人々の歌いあがめるところである。 III だれか彼のためにその道を定めた者があるか。 その夜を慕ってはならない。 あざけりに陥らぬように心せよ。 だれか彼のように教える者があるか。 あなたは悩みよりもむしろこれを選んだからだ。 あがないしろの大いなるがために、おのれを誤るな。 さばきと公義はあなたを捕えている。 われわれは彼を知らない。 || 神のみわざをほめたたえる事を忘れてはならない。 言いうる者があるか。 だれか『あなたは悪い事をした』と いかに力をつくしても役に立たない。 「ヵあなたの叫びはあなたを守って、 一个あなたは怒りに誘われて

## 第三七章

またその口から出るささやきを。こ間け、神の声のとどろきを、こ間け、神の声のとどろきを、これがためにわが心もまたわななき。

また海の底をおおわれる。 これに命じて敵を打たせられる。 これに命じて敵を打たせられる。

三彼はこれを天が下に放ち、

t 彼はすべての人の手を封じられる。 夕立および雨に向かって『強く降れ』と命じられる。 たなは雪に向かって『地に降れ』と命じ、 なれ いまっぱ かん かれかれの悟りえない大いなる事を行われる。 彼はいなずまを引きとめられない。 <sup>ヵ</sup>つむじ風はそのへやから、 へその時、獣は穴に入り、そのほらにとどまる。 その声の聞える時、 四その後、声とどろき、 その光を地のすみずみまで至らせられる。 世界のおもてに行うためである。 彼の命じるところをことごとく 雲はそのいなずまを散らす。 広々とした水は凍る。 寒さは北風から来る。 これはすべての人にみわざを知らせるためである。 в 神はその驚くべき声をもって鳴り渡り、 彼はそのいかめしい声をもって鳴り渡られる。 こ彼は濃い雲に水気を負わせ、 10神のいぶきによって氷が張り、 三これは彼の導きによってめぐる。

あるいはその地のため |=|神がこれらをこさせるのは、 懲しめのため、

あるいはいつくしみのためである。

一四ヨブよ、これを聞け、

立って神のくすしきみわざを考えよ。

その雲の光を輝かされるかを。 神がいかにこれらに命じて、 1ヵ あなたは知っているか、

知識の全き者のくすしきみわざを。

- 木あなたは知っているか、雲のつりあいと、

あなたの着物が熱くなることを。 「へあなたは鋳た鏡のように堅い大空を、 かた かがみ かた かた おおぞら

彼のように張ることができるか。

われわれは暗くて、言葉をつらねることはできない。 元われわれが彼に言うべき事をわれわれに教えよ、

IO わたしは語ることがあると

人は滅ぼされることを望むであろうか。彼に告げることができようか、 三光が空に輝いているとき、風過ぎて空を清めると、

人々はその光を見ることができない。 三北から黄金のような輝きがでてくる。

神には恐るべき威光がある。 三三 全能者は

彼は力と公義とにすぐれ、
やれわれはこれを見いだすことができない。

正義に満ちて、これを曲げることはない。

彼はみずから賢いと思う者を顧みられない」。『『それゆえ、人々は彼を恐れる。

一この時、 主はつむじ風の中からヨブに答えられた、

神の計りごとを暗くするこの者はだれか。ニ「無知の言葉をもって、 三あなたは腰に帯して、 男らしくせよ。 わたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。

五あなたがもし知っているなら、 もしあなたが知っているなら言え。 四わたしが地の基をすえた時、どこにいたか。

だれがその度量を定めたか。

\* その土台は何の上に置かれたか。 だれが測りなわを地の上に張ったか。 その隅の石はだれがすえたか。

<海の水が流れいで、胎内からわき出たとき、神の子たちはみな喜び呼ばわった。 黒雲をもってむつきとし、 あなたは暗黒の門を見たことがあるか。 上・死の門はあなたのために開かれたか。 淵の底を歩いたことがあるか。 | < あなたは海の源に行ったことがあるか。 その高くあげた腕は折られる。 |四地は印せられた土のように変り、 悪人をその上から振り落させたことがあるか。 夜明けにその所を知らせ、 三あなたは生れた日からこのかた朝に命じ、 おまえの高波はここにとどまるのだ』と。 二言った、『ここまで来てもよい、越えてはならぬ 関および戸を設けて、 れあの時、 だれが戸をもって、これを閉じこめたか。 衣のようにいろどられる。 三これに地の縁をとらえさせ、 □これがために境を定め、 | 五悪人はその光を奪われ、 わたしは雲をもって衣とし

せかの時には明けの星は相共に歌い、 はいるとも、たまでは、またとも、たまれている。

東風の地に吹き渡る道はどこか。 IN 光の広がる道はどこか。 わたしがたくわえて置いたものだ。 二、人なき地にも、人なき荒野にも雨を降らせ、 またあなたの日数も多いのだから。あなたはかの時すでに生れており、 露の玉はだれが生んだか。 三、雨に父があるか。 これに若草をはえさせるか。 こも荒れすたれた地をあき足らせ、 これだれが大雨のために水路を切り開き、 三あなたは雪の倉にはいったことがあるか 三 あなたは知っているだろう、 その家路を知っているか。 二〇あなたはこれをその境に導くことができるか。 暗やみのある所はどこか。 もしこれをことごとく知っているならば言え。 III これらは悩みの時のため、いくさと戦いの日のため、 ひょうの倉を見たことがあるか。 いかずちの光のために道を開き、 In 光のある所に至る道はいずれか。 | < あなたは地の広さを見きわめたか。

『われわれはここにいる』と、 三元あなたはししのために食物を狩り、 土くれを固まらせることができるか。 三ろちりを一つに流れ合わさせ、 だれが天の皮袋を傾けて、 Et だれが知恵をもって雲を数えることができるか。 霧に悟りを与えたのはだれか。 三六雲に知恵を置き、 あなたに言わせることができるか。 Im あなたはいなずまをつかわして行かせ 多くの水にあなたをおおわせることができるか。 Im あなたは声を雲にあげ、 そのおきてを地に施すことができるか IIII あなたは天の法則を知っているか、 北斗とその子星を導くことができるか。 引き出すことができるか。 三 あなたは十二 宮をその時にしたがって オリオンの綱を解くことができるか。 三あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか。 IIO 水は固まって石のようになり、淵のおもては凍る。 空の霜はだれが生んだか。

> 子じしの食欲を満たすことができるか。 なれて、さまようとき、 をすの子が神に向かって呼ばわり、 とないできるか。 からすの子が神に向かって呼ばわり、 とないできるか。 からすの子が神に向かって呼ばわり、 とないできるか。 からすの子が神に向かって呼ばわり、 とないできるか。 とないできるか。

これがはだれの胎から出たか。

## 第三九章

- あなたは岩龍のやぎが - あなたは端じかが子を産むのを見たことがあるか。 これらが産む時を知っているか。 これらが産む時を知っているか。 これらが産む時を知っているか。 これらが産む時を知っているか。 とこれらが産む時を知っているか。 されらが産む時を知っているか。 されが野ろばを放って、野に育ち、 ででいって、その親のもとに帰らない。 だれが野ろばを放って、自由にしたか。 だれが野ろばのつなぎを解いたか。

<山を牧場としてはせまわり、 野の獣に踏まれることも忘れている。 Im 足でつぶされることも、 これを砂のなかで暖め、 打ち場に運び帰らせるであろうか。 三あなたはこれにたよって、あなたの穀物を またあなたの仕事をこれに任せるであろうか。 これはあなたに従って谷を耕すであろうか。 うねを歩かせることができるか、 れ野牛は快くあなたに仕え、 もろもろの青物を尋ね求める。 あなたはこれに頼むであろうか。 あなたの飼葉おけのかたわらにとどまるだろうか。 三だちょうは威勢よくその翼をふるう。 こその力が強いからとて、 |〇あなたは野牛に手綱をつけて 二、これはその子に無情であって、 四これはその卵を土の中に捨て置き、 しかしこれにはきれいな羽と羽毛があるか

セこれは町の騒ぎをいやしめ

荒れ地をそのすみかとして与えた。

三矢筒はその上に鳴り、 三 これは谷であがき、その力に誇り、 その鼻あらしの威力は恐ろしい。 力をもってその首を装うことができるか。 馬をも、その乗り手をもあざける。 その苦労のむなしくなるをも恐れない。 あたかも自分の子でないようにし、 隊長の大声およびときの声を聞き知る。 遠くから戦いをかぎつけ、 ニョこれはラッパの鳴るごとにハアハアと言い、 ラッパの音が鳴り渡っても、立ちどまることがない。 三のこれはたけりつ、狂いつ、地をひとのみにし、 やりと投げやりと、あいきらめく。 三これは恐れをあざ笑って、驚くことなく、 \*\*\* みずから出ていって武器に向かう。 とばせることができるか。 三のあなたはこれをいなごのように、 悟りを与えなかったゆえである。 つるぎをさけて退くことがない。 In あなたは馬にその力を与えることができるか。 「八これがその身を起して走る時には、 ここれは神がこれに知恵を授けず、

あなたの命令によるのか。これものかがいかけのぼり、その巣を高い所につくるのは

岩のとがり、または険しい所におり、これは岩の上にすみかを構え、

その目の及ぶところは遠い。ニュそこから獲物をうかがう。

このそのひなもまた血を吸う。

おおよそ殺された者のある所には、これもそこにいる」。

# 第四〇章

神と論ずる者はこれに答えよ」。
「非難する者が全能者と争おうとするのか、「主はまたヨブに答えて言われた、

四「見よ、わたしはまことに卑しい者です」そこで、ヨブは主に答えて言った、

すでに二度言いました、重ねて申しません」。 まわたしはすでに一度言いました、また言いません、ただ手を口に当てるのみです。 なんとあなたに答えましょうか。

ったしよあなとこうる、っとしこ答えよ。キ「あなたは腰に帯して、 男らしくせよ。 キュー・ジャン などし 名としい おいましい など 風の中からヨブに答えられた、

ったここのことには、 ハあなたはなお、わたしに責任を負わそうとするのか。 れたしはあなたに尋ねる、わたしに答えよ。

自分を是としようとするのか。あなたはわたしを非とし、

紫のような腕を持っているのか、カあなたは神のような腕を持っているのか、

10 あなたは威光と尊厳とをもってその身を飾り、神のような声でとどろきわたることができるか。

こ。あなたのあふるる怒りを漏らし、栄光と華麗とをもってその身を装ってみよ。

すべての高ぶる者を見て、これを低くせよ。こ あなたのあふるる怒りを漏らし、

また悪人をその所で踏みつけ、これをかがませ、これての高ぶる者を見て、これをかがませ、

三 彼らをともにちりの中にうずめ

|四そうすれば、わたしもまた、あなたをほめてその顔を隠れた所に閉じこめよ。

あなたを救うことができるとしよう。あなたの右の手は

これはあなたと同様にわたしが造ったもので、1ヵ河馬を見よ、

牛のように草を食う。

あなたはつり針で

- 六見よ、その力は腰にあり、

川の柳はこれをめぐり囲む。 葦の茂み、または沼に隠れている。 これは酸棗の木の下に伏し、 これを造った者がこれにつるぎを授けた。 だれが、わなでその鼻を貫くことができるか。 IM だれが、かぎでこれを捕えることができるか。 これはあわてない。 ヨルダンがその口に注ぎかかっても、 三見よ、たとい川が荒れても、これは驚かない。 三酸棗の木はその陰でこれをおおい、 もろもろの野の獣もそこに遊ぶ。 三〇山もこれがために食物をいだし、 その肋骨は鉄の棒のようだ。 そのももの筋は互にからみ合う。 その勢いは腹の筋にある。 「へその骨は青銅の管のようで、 こっこれはその尾を香柏のように動かし、 元これは神のわざの第一のものであって、

おでその舌を押えることができるか。 ニ あなたは葦のなわをその鼻に通すことができるか。 これはしきりに、あなたに願い求めるであろうか。 悪これはしきりに、あなたに願い求めるであろうか。 柔らかな言葉をあなたに語るであろうか。 柔らかな言葉をあなたに語るであろうか。 本なたはこれを取って、ながくあなたのしもべと することができるであろうか。 またあなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、 またあなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、 もかでその頭を突き通すことができるか。 本が、商人の仲間はこれを商品として、 これをつないでおくことができるであろうか。 本あなたは、もりでその皮を満たし、 やすでその頭を突き通すことができるか。 へあなたは、もりでその皮を満たし、 かままるたは、もりでその皮を満たし、 かすでその頭を突き通すことができるか。 なかままるなたは、もりでその皮を満たし、 かすでその頭を突き通すことができるか。

再びこれをしないであろう。

1も 互に相連なり、 風もその間に、はいることができず、 置く着いて離すことができない。 \*\*\* 1、相互に密接して、 その堅く閉じたさまは密封したように、 そのまわりの歯は恐ろしい。 はいることができるか。 だれがその二重のよろいの間に 黙っていることはできない。 その美しい構造について こわたしはこれが全身と、その著しい力と、 天が下にあるものは、ことごとくわたしのものだ。 わたしはこれに報いるのか。 それで、だれがわたしの前に立つことができるか。 これを見てすら倒れる こだれが先にわたしに与えたので、 |五その背は盾の列でできていて、 |四だれがその顔の戸を開くことができるか。 三だれがその上着をはぐことができるか。 □○あえてこれを激する勇気のある者はひとりもない。 ^ これが、くしゃみすれば光を発し、

ヵ見よ、その望みはむなしくなり、

その目はあけぼののまぶたに似ている。

ここその肉片は密接に相連なり、恐ろしさが、その前に踊っている。 三、弓矢もこれを逃がすことができない。 ニ+ これは鉄を見ること、わらのように、 その衝撃によってあわて惑う。 その口からは炎が出る。 三その息は炭火をおこし、 燃える葦の煙のようだ。 こっその鼻の穴からは煙が出てきて、 火花をいだす。 やりも、矢も、もりも用をなさない。 ニメ、つるぎがこれを撃っても、きかない、 三元 その身を起すときは勇士も恐れ うすの下石のように堅い。 三四その心臓は石のように堅く、 固く身に着いて動かすことができない。 三その首には力が宿っていて、 さながら煮え立つなべの水煙のごとく、 石投げの石もこれには、わらくずとなる。 青銅を見ること朽ち木のようである。 |ヵその口からは、たいまつが燃えいで は、こん棒もわらくずのようにみなされ、 ないでする。 このその下腹は鋭いかわらのかけらのようで、 ここれは淵をかなえのように沸きかえらせ、 海を香油のなべのようにする。 温ここれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 温にこれは自分のあとに光る道を残し、 にはこれと並ぶものなく、 これは恐れのない者に造られた。 これはなべての高き者をさげすみ、 ででての誇り高ぶる者の王である」。

## 第四二章

そこでヨブは主に答えて言った、この者はだれか』。

たれゆえ、わたしはみずから恨み、 たいましたの目であなたを拝見いたします。 のであなたの事を耳で聞いていましたが、 をはわたしはあなたの事を耳で聞いていましたが、 をはわたしはあなたの事を耳で聞いていましたが、 をはわたしはあなたの事を耳で聞いていましたが、 はいましたが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいまいなが、 はいなが、 はいなが

に言われた、ヒ言われた、というでは、ないでは、これらの言葉をヨブに語られて後、テマンびとエリパズとは、これらの中で悔います」。

「わたしの怒りはあなたとあなたのふたりの友に向かって燃える。あなたがたが、わたしのしもベヨブのように正しい事をわたしについて述べなかったからである。<それで今、あなたがたは雄牛七頭、雄羊七頭を取って、わたしのしもベヨブの所へ行は雄牛七頭、雄羊七頭を取って、わたしのしもベヨブの所へ行はあなたがたのために燔祭をささげよ。わたしのしもベヨブの所へ行はあなたがたのために「あるであろう。わたしは彼の祈を受けいれるによって、あなたがたの愚かを罰することをしない。あなたがたはわたしのしもベヨブのように正しい事をわたしについて述べなかったからである」。

ブの祈を受けいれられた。ゾパルは行って、主が彼らに命じられたようにしたので、主はヨゾパルは行って、主が彼らに命じられたようにしたので、主はヨヵそこでテマンびとエリパズ、シュヒびとビルダデ、ナアマびと

#### : :

#### 第一篇

こ。ましき者のはかりごとに歩まず、これでは、ため、ここのような人は主のおきてをよろこび、ここのような人は主のおきてをよろこび、ここのような人は主のおきてをよろこび、ここのような人は流れのほとりに植えられた木の屋も夜もそのおきてを思う。そのなすところは皆栄える。そのなすところは皆栄える。でかましき者はそうでない、こましき者はそうでない。

主はわたしに言われた、「おまえはわたしの子だ。 主はわたしはおが王を聖なる山シオンに立てた」と。 た「わたしはわが王を聖なる山シオンに立てた」と。 をわたしはわが王を聖なる山シオンに立てた」と。 をわたしはわが王を聖なる山シオンに立てた」と。 をわたしはわが王を聖なる山シオンに立てた」と。 ないの語であるう。 をいて主は憤りをもって彼らに語り、 はおい怒りをもって彼らを恐れ惑わせて言われる、 ないるがあるが、 をいて主は憤りをもって彼らに語り、 はおかいるがあるであるう。 とは彼らをあざけられるであるう。 とは彼らをあざけられるであるう。 とは彼らをあざけられるであるう。 とは彼らをあざけられるである。 とは彼らをあざけられるである。 とは彼らをあざけられるである。 とは彼らをあざけられるである。 とは彼らをあざけられるである。 とは彼らをあざけられるである。 とは彼らをあざけられるである。 といて主は憤りをもって彼らに語り、 ないといるが王を聖なる山シオンに立てた」と。 なったしはわが王を聖なる山シオンに立てた」と。

^ わたしに求めよ、わたしはもろもろの国を

きょう、わたしはおまえを生んだ。

嗣業としておまえに与え、

\* 主は正しい者の道を知られる。 罪びとは正しい者のつどいに立つことができない。 罪びとは正しい者のつどいに立つことができない。

悪しき者の道は滅びる。

вそれゆえ、悪しき者はさばきに耐えない。

0

打ち砕くであろう」と。
「○ それゆえ、もろもろの王よ、賢くあれ、「○ それゆえ、もろもろの王よ、賢くあれ、「□ 恐れをもって主に仕え、おののきをもってニー 恐れをもって主に仕え、おののきをもってニーその足に口づけせよ。さもないと主は怒って、あなたがたを道で滅ぼされるであろう、あなたがたを道で滅ぼされるであろう、その憤りがすみやかに燃えるからである。

#### 第三篇

> 主がわたしをささえられるからだ。 木わたしを囲んで立ち構える 木わたしを囲んで立ち構える ちよろずの民をもわたしは恐れない。 ちよろずの民をもわたしは恐れない。 セ主よ、お立ちください。 わが神よ、わたしをお救いください。 あなたはわたしのすべての敵のほおを打ち、 悪しき者の歯を折られるのです。 べ 救は主のものです。 へ 救は主のものです。 へ 救は主のものです。

## 第四篇

型歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせたダビデの歌唱を ー わたしの美を助け守られる神よ、 わたしが呼ばわる時、お答えください。 わたしをくつろがせてくださいました。 わたしをあわれみ、わたしの祈をお聞きください。 やとしてあわれみ、わたしの祈をお聞きください。 つとの子らよ、いつまでわたしの誉をはずかしめるのか。 ことの子らよ、いつまでわたしの誉をはずかしめるのか。 いつまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなしい言葉を愛し、いっまでむなりい言葉を愛し、いった。

穀物と、ぶどう酒の豊かな時の喜びにせあなたがわたしの心にお与えになった喜びは、わたしたちの上に照されるように」と。主よ、どうか、み顔の光を主よ、どうか、み顔の光を主よ、どうか、み顔の光を

主よ、わたしを安らかにおらせてくださるのは、<わたしは安らかに伏し、また眠ります。 まさるものでした。

ただあなただけです。

#### 第五篇

これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これにしの叫びの声をお聞きください。
これにしの叫びの声をお聞きください。
これにしはあなたに祈っています。
いけにえを備えて待ち望みます。いけにえを備えて待ち望みます。いけにえを備えて待ち望みます。
これが主、朝ごとにあなたの目の前に立つことはできない。
悪人はあなたのもとに身を寄せることはできない。
悪人はあなたのもとに身を寄せることはできない。
またが、まる。まると、身を寄せることはできない。
あなたはずべて悪を育う者を憎まれる。
たかなたは偽りを言う者を憎まれる。
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、わが神よ、
これが主、
これが主に

これがに

これが主に

これが主に

これが主に

これが主に

これが主に

これが主に

これが主に

これが主に

これがまに

これが主に

これが注

これがに

これが注

これが注

これがに

これが注

これが注

これが注

これが注

これが注

これが注

これがに

これがに

これが注

これが注

これが注

これが注

これが注

これが注

これがに

そののどは開いた墓、 聖なる宮にむかって、かしこみ伏し拝みます。 というでは真実がなく、彼らの心には滅びがあり、 かたしの前にあなたの道をまっすぐにしてください。 かなたの義をもってわたしを導き、 かなたの義をもってわたしを導き、 かならの口には真実がなく、彼らの心には滅びがあり、 なが、からの心には滅びがあり、 なが、からの心には滅びがあり、 なが、からののどは開いた墓、

恵みをもってこれをおおい守られます。
恵みをもってこれをおおい守られます。
恵みをもってこれをおおい守られます。
恵みををってこれをおおい守られます。
恵みをもってこれをおおい守られます。
恵みをもってこれをおおい守られます。

### 第六篇

聖歌隊の指揮者によってシェミニテにあわせ琴をもってうたわせたダビデの歌ー主よ、あなたの怒りをもって、わたしを責めず、 わたしを懲しめないでください。 こま、わたしをあわれんでください。 主よ、わたしをいやしてください。 主よ、わたしをいやしてください。 主ま、わたしをいやしてください。

上よ、あなたはいつまでお怒りになるのですか。

型主よ、かえりみて、わたしの命をお救いください。
あなたのいつくしみにより、わたしをお助けください。
無死においては、あなたを覚えるものはなく、
無死においては、だれがあなたを
ほめたたえることができましょうか。
はめたたえることができましょうか。
たわたしは嘆きによって疲れ、
なごとに涙をもって、わたしのふしどをただよわせ、
わたしのしとねをぬらした。
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
主はわたしの目は憂いによって衰え、
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
さされて悪を行う者よ、わたしを離れ去れ。
といました。
はいっというできないによって衰え、
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
まはわたしの間いを聞かれた。
といました。
ないこうないこうはいつまでお怒りになるのですか。

こまはわたしの間は憂いによって衰え、
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
まはわたしの間に多いによって衰え、
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
まはわたしの目は憂いによって衰え、
もろもろのあだのゆえに弱くなった。
ものたしるができました。
ないこうないによって衰え、
ものたしるがない。

#### 第七篇

彼らは退いて、たちどころに恥をうけるであろう。

ベニヤミンびとクシのことについてダビデが主にむかってうたったシガヨンの

歌き

れどうか悪しき者の悪を断ち、

三わが神、主よ、もしわたしがこの事を行ったならば、助ける者の来ないうちに、引いて行くでしょう。 その上なる高みくらにおすわりください。 木主よ、怒りをもって立ち、 я 敵にわたしを追い捕えさせ、 四もしわたしの友に悪をもって報いたことがあり、 こさもないと彼らは、ししのように、わたしをかき裂き、 わたしをさばいてください。 主よ、わたしの義と、わたしにある誠実とに従って、 へ主はもろもろの民をさばかれます。 ±もろもろの民をあなたのまわりにつどわせ、 あなたはさばきを命じられました。 わたしのために目をさましてください わたしの敵の憤りにむかって立ちあがり、 わたしの魂をちりにゆだねさせてください。(セラ わたしの命を地に踏みにじらせ、 ゆえなく、敵のものを略奪したことがあるならば、 もしわたしの手によこしまな事があるならば、 わたしをお助けください。 どうかすべての追い迫る者からわたしを救い、

わが神、主よ、わたしはあなたに寄り頼みます。

いと高き者なる主の名をほめ歌うであろう。その義にふさわしい感謝をささげ、 正しき者を堅く立たせてください。 その強暴は自分のこうべに下る。 その矢を火矢とされる。 その弓を張って構え、 二神は義なるさばきびと、 神は心の直き者を救われる。 義なる神よ、あなたは人の心と思いとを調べられます。 害毒をやどし、 偽りを生む。 I=また死に至らせる武器を備え、 日ごとに憤りを起される神である。 □ わたしを守る盾は神である。 ニモ わたしは主にむかって、 エネその害毒は自分のかしらに帰り、 がとく じぶん みずから作った穴に陥る。 |五彼は穴を掘って、それを深くし、 |四見よ、悪しき者は邪悪をはらみ、 三もし人が悔い改めないならば、 神はそのつるぎをとぎ、

かに尊いことでしょう。

聖歌隊の指揮者によってギテトにあわせてうたわせたダビデの歌 ょすべての羊と牛、また野の獣、 よろずの物をその足の下におかれました。 四人は何者なので、これをみ心にとめられるのですか、 あなたが設けられた月と星とを見て思います。ョ わたしは、あなたの指のわざなる天を見、 ハ空の鳥と海の魚、 人の子は何者なので、これを顧みられるのですか。 \*これにみ手のわざを治めさせ、 栄えと誉とをこうむらせ、 я ただ少しく人を神よりも低く造って、 あだに備えて、とりでを設けられました。 あなたは敵と恨みを晴らす者とを静めるため、 ほめたたえられています。 ニみどりごと、ちのみごとの口によって あなたの栄光は天の上にあり、 いかに尊いことでしよう。 われらの主よ、あなたの名は地にあまねく、 われらの主よ、あなたの名は地にあまねく、 海路を通うものまでも、

> 聖歌隊の指揮者によってムツラベンのしらべにあわせてうたわせたダビデの歌 わたしは心をつくして主に感謝し、

第九篇

その記憶さえ消えうせました。 悪しき者を滅ぼし、 ы あなたはもろもろの国民を責め、 四あなたがわたしの正しい訴えを 三わたしの敵は退くとき、 あなたの名をほめ歌います。 こいと高き者よ、あなたによって < 敵は絶えはてて、とこしえに滅び、 「でき」た 「ほる」 正しいさばきをされました。 あなたはみくらに座して、 助け守られたからです。 わたしは喜びかつ楽しみ、 ことごとく宣べ伝えます。 あなたが滅ぼされたもろもろの町は つまずき倒れてあなたの前に滅びました。 あなたのくすしきみわざを 永 久に彼らの名を消し去られました。

しかし主はとこしえに、み位に座し、

隠し設けた網に自分の足を捕えられる。 \*\*、 もう しょく もう とら しょ もろもろの国民は自分の作った穴に陥り、

| < 主はみずからを知らせ、さばきを行われた。

あなたの救を喜ぶことができましょう。

三主よ、わたしをあわれんでください。 三血を流す者にあだを報いられる主は彼らを心にとめ、 ハ主は正義をもって世界をさばき、 シオンの娘の門で、 みそなわしてください。 あだする者のわたしを悩ますのを 死の門からわたしを引きあげられる主よ、 苦しむ者の叫びをお忘れにならないからです。 そのみわざをもろもろの民のなかに宣べ伝えよ。 ニシオンに住まわれる主にむかってほめうたい、 あなたは捨てられたことがないからです。 主よ、あなたを尋ね求める者をしゅしゅ □のみ名を知る者はあなたに寄り頼みます。 なやみの時のとりでです。 ヵ主はしえたげられる者のとりで、 公平をもってもろもろの民をさばかれます。 さばきのために、みくらを設けられました。 |四そうすれば、わたしはあなたのすべての誉を述べ、

悪しき者は自分の手で作ったわなに捕えられる。(ビガヨン、悪しき者は自分の手で作ったわなに捕えられる。(ビガヨン、生ラー、貧しい者は常に忘れられるのではない。 これ 貧しい者は常に忘れられるのではない。 苦しむ者の望みはとこしえに滅びるのではない。 古、主よ、立ちあがってください。 しょう きょう さい さい もろもろの国民に、 み前でさばきを受けさせてください。 しょう まま 彼らに恐れを起させ、もろもろの国民に じょん 使らに恐れを起させ、もろもろの国民に じょん 使らに恐れを起させ、もろもろの国民に しょっと かれ しゃ いっ いっ しゃ かれ しゃ

## 第一〇篇

こまよ、なにゆえ遠く離れて こまよ、なにゆえ悩みの時に身を隠されるのですか。 こ悪しき者は高ぶって貧しい者を激しく責めます。 こ悪しき者は高ぶって貧しい者を激しく責めます。 とうぞ彼らがその企てたはかりごとに みずから指えられますように。 みずから指えられますように。 ありき者は自分の心の願いを誇り、 こましき者は自分の心の願いを誇り、

あなたのさばきは彼を離れて高く、
エ彼の道は常に栄え、
でいるです。これである。これではない」という。
四悪しき者は誇り顔をして、神を求めない。

その舌の下には害毒と不正とがある。 たれ シミス でき いった ははそのすべてのあだを口先で吹く。 性々わざわいにあうことがない」と。 世々わざわいにあうことがない」と。 した した かがとく 本せい と。 なはそのすべてのあだを口先で吹く。 も その口はのろいと、 欺きと、 しえたげとに満ち、 ままい ない と。

み手をあげてください。

□ あなたはみそなわし、悩みと苦しみとを見て、「あなたはとがめることをしない」と言うのですか。□ なにゆえ、悪しき者は神を侮り、心のうちに苦しむ者を忘れないでください。

それをみ手に取られます。

| 大主はとこしえに王でいらせられる。| 大主はとこしえに王でいらせられる。| その悪を一つも残さないまでに探り出してください。| 東しき者と悪を行う者の腕を折り、| コ悪しき者と悪を行う者の腕を折り、

| t 主よ、あなたは柔和な者の願い主の国から跡を断つでしよう。 まり くになる とう にゅうも まり ない しょうしょう にゅう は みもろもろの国民は滅びて

その心を強くし、耳を傾けて、まま、あなたは柔和な者の願いを聞き、まなかなか。

地に属する人は再び人を脅かすことはないでしょう。ま、そく、 ちゃく など まざやさい きょく きょく きょく きょく ひと まさん みなしごと、しえたげられる者とのために

### 7一一篇

- わたしは主に寄り頼む。 聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌

心の直き者を射ようと弓を張り、三見よ、悪しき者は、暗やみで、

正しい者は何をなし得ようか」と。 葉が取りこわされるならば、

その目は人の子らをみそなわし、四主はその聖なる宮にいまし、主のみくらは天にあり、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、10000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000

国主は正しき者をも、悪しき者をも調べ、 そのまぶたは人の子らを調べられる。

たは悪しきいのとこととと、流竜とを合うにている。というのでは乱暴を好む者を憎まれる。そのみ心は乱暴を好む者を憎まれる。

せ主は正しくいまして、燃える風は彼らがその杯にうくべきものである。燃える風は彼らがその杯にうくべきものである。然まります。 きょうじょうしき おしき かきしょう うに すみび いおう

直き者は主のみ顔を仰ぎ見るであろう。正しい事を愛されるからである。

二人はみなその隣り人に偽りを語り、 ・など、いっかがた。 ・な信な者は人の子らのなかから消えうせました。

|| こまトくこうへつらいうがらこ、へつらいのくちびると、ふたごころとをもって語る。

大きな事を語る舌とを断たれるように。 宝 主はすべてのへつらいのくちびると、

わたしたちのくちびるはわたしたちのものだ、g 彼らは言う、「わたしたちは舌をもって勝を得よう、

重主は言われる、「貧しい者がかすめられ、 だれがわたしたちの主人であるか」と。

しゅ きょうとば 彼らをその慕い強くゆえに、わたしはいま立ちあがって、また もと まんぜん ところ お ましい者が嘆くゆえに、わたしはいま立ちあがって、とほ もの 等

ちしょう。るいは、おきまである。

t主よ、われらを保ち、地に設けた炉で練り、七たびきよめた銀のようである。

悪しき者はいたる所でほしいままに歩いています。< 卑しい事が人の子のなかにあがめられている時、とこしえにこの人々から免れさせてください。とこしえに

## 第一三篇

- 主よ、いつまでなのですか。 - 主よ、いつまでなのですか。

- 主よ、お助けください。神を敬う人は絶え、聖歌隊の指揮者によってシェミニテにあわせてうたわせたダビデの歌

三わが神、 悲しみをいだかなければならないのですか。 こいつまで、わたしは魂に痛みを負い、ひねもす心に 四わたしの敵は「わたしは敵に勝った」と言い、 わたしのあだは、わたしの動かされることによって喜ぶで さもないと、わたしは死の眠りに陥り、 わたしの目を明らかにしてください。 いつまではわたしの上にあがめられるのですか。 いつまで、み顔をわたしに隠されるのですか。 とこしえにわたしをお忘れになるのですか。 、主よ、みそなわして、わたしに答え、

<主は豊かにわたしをあしらわれたゆえ、 わたしの心はあなたの救を喜びます。 ェしかしわたしはあなたのいつくしみに信頼し、 しよう。 わたしは主にむかって歌います。

> 賢い者、神をたずね求める者がからでものからなった。 こ主は天から人の子らを見おろして、

三彼らはみな迷い、みなひとしく腐れた。 善を行う者はない、ひとりもない。 あるかないかを見られた。

四すべて悪を行う者は悟りがないのか。 

五その時、 ちなたがたは貧しい者の計画を神は正しい者のやからと共におられるからである。 また主を呼ぶことをしない。 彼らは大いに恐れた。

はずかしめようとする。

せどうか、シオンからイスラエルの救が出るように。 主がその民の繁栄を回復されるとき、 ヤコブは喜び、イスラエルは楽しむであろう。 しかし主は彼の避け所である。

第一五篇

ダビデの歌

あなたの聖なる山に住むべき者はだれですか こ主よ、あなたの幕屋にやどるべき者はだれですか、

9

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌がいかが、 善を行う者はない。 彼らは腐れはて、憎むべき事をなし 愚かな者は心のうちに「神はない」と言う。

第

四篇

こ直く歩み、義を行い、心から真だった。 こ直く歩み、義を行い、心から真だった。 こととしているの話をもってそしらず、その友に悪をなさず、 となった。 四その目は神に捨てられた者を卑しめ、 四その目は神に捨てられた者を卑しめ、 四その目は神に捨てられた者を卑しめ、 当った事は自分の損害になっても変えることなく、 事のない者の不利をはかることをしない人である。 罪のない者の不利をはかることをしない人である。 これらの事を行う者は

# 第一六篇

とこしえに動かされることはない。

ー 神よ、わたしをお守りください。 ー かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がす。 ー かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、からいず、からいず、からいず、からいず、からいず、からいず、からいず、からしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、かたしなお守いではない。

> ヵこのゆえに、わたしの心は楽しみ、 へわたしは常に主をわたしの前に置く。 せわたしにさとしをさずけられる主をほめまつる。 まなたはわたしの分け前を守られる。 あなたはわたしの嗣業、またわたしの杯にうくべきもの。 ヨ 主はわたしの嗣業、またわたしの杯にうくべきもの。 あなたの右には、とこしえにもろもろの楽しみがある。あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、 わたしは動かされることはない。 主がわたしの右にいますゆえ、 夜はまた、わたしの心がわたしを教える。 まことにわたしは良い嗣業を得た。 <測りなわは、わたしのために好ましい所に落ちた。 その名を口にとなえることをしない。 あなたの聖者に墓を見させられないからである。 ニ あなたはいのちの道をわたしに示される。 ○あなたはわたしを陰府に捨ておかれず、 わたしの身もまた安らかである。 わたしの魂は喜ぶ。

## 第一七篇

- 主よ、正しい訴えを聞き、わたしの叫びにみ心をとめ、ダビデの祈

わたしの口も罪を犯しません。なんの悪い思いをも見いだされないでしょう。 ヵわたしをしえたげる悪しき者から、 ハひとみのようにわたしを守り、 \*神よ、わたしはあなたに呼ばわります。 四人のおこないの事をいえば、 = あなたがわたしの心をためし、夜、わたしに こどうかわたしについての宣告がみ前から出て、 みつばさの陰にわたしを隠し、 あなたのいつくしみを驚くばかりにあらわし わたしの述べることをお聞きください。 どうか耳を傾けて、 あなたはわたしに答えられます。 わたしの足はすべることがなかったのです。 ■わたしの歩みはあなたの道に堅く立ち、 わたしは不法な者の道を避けました。 あなたのくちびるの言葉によって、 わたしを試みられても、わたしのうちに あなたの目が公平をみられるように。 耳を傾けてください
みみ かたむ 偽りのないくちびるから出るわたしの祈にいる。

> 彼らは多くの子に飽き足り、 その口をもって高ぶって語るのです。 すなわち自分の分け前をこの世で受け、 わたしのいのちをお救いください。 彼らを倒してください。 隠れた所にひそみ待つ子じしのようです。 わたしを地に投げ倒さんと、その目をそそぎます。 その富を幼な子に残すのです。 世の人々からわたしをお救いください。 あなたの宝をもってその腹を満たされる。 つるぎをもって悪しき者から 三 彼らはかき裂かんと、いらだつししのごとく、 ○ 彼らはその心を閉じて、あわれむことなく 目ざめる時、みかたちを見て、満ち足りるでしょう。 豆しかしわたしは義にあって、み顔を見、 III 主よ、立ちあがって、彼らに立ちむかい、 こ 彼らはわたしを追いつめ、わたしを囲み、 |四主よ、み手をもって人々からわたしをお救いください。

わたしを囲む恐ろしい敵から、のがれさせてください。

## 第一八篇

にむかって述べて言ったというない出された日にダビデはこの歌の言葉を主もろのあだの手とサウルの手から救い出された日にダビデはこの歌の言葉を主要歌隊の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌、すなわち主がもろ

これが力なる主よ、わたしはあなたを愛します。これが力なる主よ、わたしはあなたを愛します。これがは、わが寄り頼む岩、わが神、わが教の角、わが高きやぐらです。わが后、わが救の角、わが高きやぐらです。わたしはほめまつるべき主に呼ばわって、これが力なる主よ、わたしはあなたを愛します。

死のわなは、わたしに立ちむかいました。 陰府の綱は、わたしを囲み、 滅びの大水は、わたしを襲いました。

四死の綱は、

わたしを取り巻き、

わが神に叫び求めました。 たわたしは悩みのうちに主に呼ばわり、

せそのとき地は揺れ動き、山々の基は震い動きました。主にさけぶわたしの叫びがその耳に達しました。主はその宮からわたしの声を聞かれ、

^ 煙はその鼻から立ちのぼり、主がお怒りになったからです。

しゅ てん かみなり ひようと燃える炭とが降ってきました。 すみ ふ こそのみ前の輝きから濃き雲を破って、

、こうと繋がみ告を出されるこ、これはまた天に雷をとどろかせ、これまれて、 できる これ かみなり

ひようと燃える炭とが降ってきまいと高きもがみ声を出されると、

|四主は矢を放って彼らを散らし、ひょうと燃える炭とが降ってきました。

あなたの鼻のいぶきとによって、海の底はあらわれる主は、そのとき、あなたのとがめと、いなずまをひらめかして彼らを打ち敗られました。

れたしを助け出されました。 モわたしの強い敵と、わたしを憎む者とから

彼らはわたしにまさって強かったからです。

ひがんだ者には、ひがんだ者となられます。

自分を守って罪を犯しませんでした。 三六清い者には、清い者となり、 きょ もの きょ もの 欠けたところのない者となり、 欠けたところのない者には、 いつくしみある者となり、 In あなたはいつくしみある者には、 わたしに報いられました。 その目の前にわたしの手の清きにしたがって 三四このゆえに主はわたしの義にしたがい、 IIII わたしは主の前に欠けたところがなく わたしはその定めを捨てたことがなかったのです。 三そのすべてのおきてはわたしの前にあって 悪意をもって、わが神を離れたことがなかったのです、 三 わたしは主の道を守り、 わたしに報いかえされました。 わたしの手の清きにしたがって この主はわたしの義にしたがってわたしに報い、 わたしを喜ばれるがゆえに、わたしを助けられました。 しかし主はわたしのささえとなられました。 「<彼らはわたしの災の日にわたしを襲いました。 |ヵ主はわたしを広い所につれ出し、

■< あなたがわたしの歩む所を広くされたので、あなたの助けはわたしを大いなる者とされました。 三主のほかに、だれが神でしょうか。 IO この神こそ、その道は完全であり、 こせあなたは苦しんでいる民を救われますが あなたの右の手はわたしをささえ、 三H あなたはその救の盾をわたしに与え、 ᠁ 神はわたしの足をめじかの足のようにされ 三神はわたしに力を帯びさせ、 \*\*\* われらの神のほかに、だれが岩でしょうか。 主はすべて寄り頼む者の盾です。 主の言葉は真実です。 わが神によって城壁をとび越えることができます。 これまことに、わたしはあなたによって敵軍を打ち破り、 三、あなたはわたしのともしびをともし、 高ぶる目をひくくされるのです。 三四わたしの手を戦いに慣らされたので、 わたしを高い所に安全に立たせ、 わたしの道を安全にされました。 わが神、主はわたしのやみを照されます。 わたしの足はすべらなかったのです。 わたしの腕は青銅の弓をもひくことができます。

型 あなたは民の争いからわたしを救い、 彼らに答えられなかったのです。 BO あなたは敵にその後をわたしに向けさせられたので、 その城から震えながら出てきました。 四五 異邦の人々は打ちしおれて、 異邦の人々はきて、わたしにへつらいました。 ®® 彼らはわたしの事を聞くと、ただちにわたしに従い、 わたしの知らなかった民がわたしに仕えました。 ちまたの泥のように打ち捨てました。 主にむかって叫んだけれども、 四一彼らは助けを叫び求めたが、救う者はなく、 わたしは自分を憎む者を滅ぼしました。 かがませられました。 わたしに立ち向かう者らをわたしのもとに En あなたは戦いのためにわたしに力を帯びさせ、 わたしの足もとに倒れました。 彼らは立ちあがることができず、 三つわたしが彼らを突き通したので、 これを滅ぼしつくすまでは帰らなかったのです。 わたしをもろもろの国民のかしらとされました。

型、主は生きておられます。わが岩はほむべきかな。
型、神はわたしにあだを報いさせ、
型、神はわたしにあだを報いさせ、
型、わたしの敵からわたしを救い出されました。
まことに、あなたはわたしを救い出されました。
まことに、あなたはわたしをあげ、
起りたつ者の上にわたしをあげ、
といたの人からわたしを教い出されました。
のここのゆえに主よ、
かたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、わたしはもろもろの国民のなかであなたをたえ、あなたのみ名をほめ歌います。
とはその正に大いなる勝利を与え、
まぶら、といなる勝利を与え、
のはいるないます。

〒もわたしは敵を追って、これに追いつき、

## 第一九篇

とこしえにいつくしみを加えられるでしょう。

主のあかしは確かであって、無学な者を賢くする。
せ主のおきては完全であって、 魂を生きかえらせ、 また勇士が競い走るように、その道を喜び走る。毎日は花婿がその祝のへやから出てくるように、 神は日のために幕屋を天に設けられた。 これらを守れば、大いなる報いがある。 また蜜よりも、蜂の巣のしたたりよりも甘い。 とこしえに絶えることがなく、 ヵ主を恐れる道は清らかで、 主の戒めはまじりなくて、 眼を明らかにする。 <主のさとしは正しくて、心を喜ばせ、 しゅ かんぜん たましい いその暖まりをこうむらないものはない。 天のはてにまで、めぐって行く。 たそれは天のはてからのぼって、 主のさばきは真実であって、ことごとく正しい。 |〇これらは金よりも、多くの純 金よりも慕わしく| | | だれが自分のあやまちを知ることができましようか。 こ あなたのしもべは、これらによって戒めをうける。

> こまた、あなたのしもべを引きとめて、 これに支配されることのないようにしてください。 これに支配されることのないようにしてください。 これに支配されることのないようにしてください。 そうすれば、わたしはあやまちのない者となって、 そうすれば、わたしはあやまちのない者となって、 大いなるとがを免れることができるでしょう。 大いなるとがを免れることができるでしょう。 どうか、わたしの口の言葉と、心の思いが どうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが とうか、わたしの口の言葉と、心の思いが

その声も聞えないのに

その言葉は世界のはてにまで及ぶ。 四その響きは全地にあまねく、 三話すことなく、語ることなく

## 第二〇篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌ー 主が悩みの日にあなたに答え、ヤコブの神のみ名があなたを守られるように。シオンからあなたをささえ、
ニ おなたのもろもろの供え物をみ心にとめ、
ニ あなたの婚祭をうけられるように。(セラあなたの婚祭をうけられるように。(セラあなたのはかりごとをあなたのはかりごとを

田 われらがあなたの勝利を喜びうたい、 生があなたの求めをすべて遂げさせられるように。 たいまがあなたの求めをすべて遂げさせられるように。 たいまがあなたの求めをすべて遂げさせられるように。 たいまである者の手による大いなる勝利をもって を記せるの者の手による大いなる勝利をもって を記せるである手による大いなる勝利をもって を記せるである者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。 しかしわれらは、われらの神、 というのみ名を誇る。 しかしわれらは起きて、まっすぐに立つ。 かれらばかがみ、また倒れる。 しかしわれらは起きて、まっすぐに立つ。 といるがらはかがみ、また倒れる。 しかしわれらは起きて、まっすぐださい。 かれらが呼ばわる時、われらにお答えください。

こ たとい彼らがあなたにむかって悪い事を企て、彼らの種を人の子らの中から滅ぼすであろう。火は彼らを食いつくすであろう。火は彼らを食いつくすであろう。主はみ怒りによって彼らをのみつくされる。主はみ怒りによって彼らをのみつくされる。

こ三主よ、力をあらわして、みずからを高くしてください。 まなたの弓弦を張って、彼らの顔をねらうであろう。 こ あなたは彼らを逃げ走らせ、 なし遂げることはできない。 悪いはかりごとを思いめぐらしても、

かつほめたたえるでしょう。われらはあなたの大能をうたい、

## 第二二篇

\*\* )ので、聖歌隊の指揮者によってあけぼののめじかのしらべにあわせてうたわせたダビ聖歌隊の指揮者によってあけぼののめじかのしらべにあわせてうたわせたダビ

こわが神よ、わたしが昼よばわっても、わたしの嘆きの言葉を聞かれないのですか。なにゆえわたしを捨れてわたしを助けず、なにゆえわたしを捨てられるのですか。 せい かが神、わが神、

あなたは聖なるおかたです。『しかしイスラエルのさんびの上に座しておられる夜よばわっても平安を得ません。あなたは答えられず、』

悩みが近づき、助ける者がないのです。こ わたしを遠く離れないでください。あなたはわたしの神でいらせられました。母の胎を出てからこのかた、

|四わたしは水のように注ぎ出され、わたしにむかって口を開く。

III 主を恐れる者よ、主をほめたたえよ。会 衆の中であなたをほめたたえるでしょう。 彼らは目をとめて、わたしを見る。 わたしの手と足を刺し貫いた。悪を行う者の群れがわたしを囲んで、 苦しむわが魂を野牛の角から救い出してください。 ヤコブのもろもろのすえよ、主をあがめよ。 三 わたしはあなたのみ名を兄弟たちに告げ、 三わたしをししの口から、 わたしのいのちを犬の力から助け出してください。 □ わたしの魂をつるぎから、 わが力よ、速く来てわたしをお助けください。 「<彼らは互にわたしの衣服を分け、 | t わたしは自分の骨をことごとく数えることができる。 | 六まことに、犬はわたしをめぐり、 あなたはわたしを死のちりに伏させられる。 わたしの着物をくじ引にする。 |ヵしかし主よ、遠く離れないでください。

わたしの舌はあごにつく。

わたしの心臓は、ろうのように、胸のうちで溶けた。

|玉わたしの力は陶器の破片のようにかわき

わたしの骨はことごとくはずれ

人々は主のことをきたるべき代まで語り伝え、MC 子々なそん、上でつかった。 まて仕え、 A のれを生きながらえさせえない者も、おのれを生きながらえさせえない者も、おのれを生きながらえさせえない者も、

In 地の誇り高ぶる者はみな主を拝み、 生はもろもろの国民を統べ治められます。 三、国は主のものであって、

必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。

わたしはとこしえに主の宮に住むでしょう。

\*わたしの生きているかぎりは

わたしの杯はあふれます。

わたしのこうべに油をそそがれる。

後に生れる民にのべ伝えるでしょう。 三主がなされたその救を

ダビデの歌

四たといわたしは死の陰の谷を歩むとも、み名のためにわたしを正しい道に導かれる。 こ主はわたしを緑の牧場に伏させ、わたしには乏しいことがない。 あなたのむちと、あなたのつえはわたしを慰めます。 あなたがわたしと共におられるからです。 わざわいを恐れません。 三主はわたしの魂をいきかえらせ、 いこいのみぎわに伴われる。 主はわたしの牧者であって、

ダビデの歌

これその基準である。 世界と、そのなかに住む者とは主のものである。 それに満ちるもの、

大川のうえに定められた。

その聖所に立つべき者はだれか。 三 主の山に登るべき者はだれか。

四手が清く、心のいさぎよい者、 その魂がむなしい事に望みをかけない者。 偽って誓わない者こそ、その人である。

その救の神から義をうける。

スこれこそ主を慕う者のやから、 ものである。

栄光の王がはいられる。 t 門よ、こうべをあげよ。とこしえの戸よ、 ヤコブの神の、み顔を求める者のやからである。(セラ あがれ。

ハ栄光の王とはだれか。 ヵ門よ、こうべをあげよ。とこしえの戸よ、 強く勇ましい主、戦いに勇ましい主である。

栄光の王がはいられる。

あがれ。

19

## 第二四篇

ェわたしの若き時の罪と、とがとを \*\*\* こみ

これはいにしえから絶えることがなかったのです。

思い出してください。

あなたのあわれみと、いつくしみとを

である。〔セラーのこの栄光の王とはだれか。万軍の主、これこそ栄光の王のこの栄光の王とはだれか。万軍の主、これこそ栄光の王のこの栄えいる。

## 第二五篇

・主よ、わが魂はあなたを仰ぎ望みます。
これがみ、わたしをはずかしめず、
とうか、わたしをはずかしめず、
こすべてあなたを待ち望む者をはずかしめず、
のがりに信義にそむく者をはずかしめてください。
こまよ、あなたの大路をわたしに知らせ、
の主よ、あなたの大路をわたしに知らせ、
あなたの道をわたしに教えてください。
あなたの道をわたしに教えてください。
あなたのおことをもって、わたしを導き、わたしを教えてください。

思い出さないでください。
思い出さないでください。
主よ、あなたの即つくしみにしたがって、
わたしを思い出してください。
これへりくだる者を公義に導き、
へりくだる者を公義に導き、
へりくだる者を公義に導き、
へりくだる者を公義に導き、
こっ主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。
ここ主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。
ここ主よ、み名のために、わたしの罪をおゆるしください。
ここ主を恐れる人はだれか。
ここまを恐れる人はだれか。
ここまを恐れる人はだれか。
ここまを恐れる人はだれか。

わたしはひとりわびしく苦しんでいるのです。 | ド わたしをかえりみ、わたしをあわれんでください。 主はわたしの足を網から取り出されるからである。 | エュ わたしの目は常に主に向かっている。

そのすえは地を継ぐであろう。

Im 彼はみずからさいわいに住まい

主はその契約を彼らに知らせられる。

|四主の親しみは主をおそれる者のためにあり、

ダビデの歌

- 主よ、わたしをさばいてください。

わたしは誠実に歩み、

迷うことなく主に信頼しています。

三神よ、イスラエルをあがない、 このわたしの魂を守り、わたしをお助けください。わたしを憎んでいるかをごらんください。 - れたしの敵がいかに多く、 わたしはあなたを待ち望んでいます。 わたしを守ってくれるように。 三どうか、誠実と潔白とが、 わたしはあなたに寄り頼んでいます。 わたしをはずかしめないでください。 かつ激しい憎しみをもって わたしのすべての罪をおゆるしください。 わたしを苦しみから引き出してください。 17 わたしの苦しみ悩みをかえりみ、

悪しき者と共にすわることをしません。

я悪を行う者のつどいを憎み、

偽善者と交わらず、

四わたしは偽る人々と共にすわらず、

わたしはあなたのまことによって歩みました。

<主よ、わたしは手を洗って、罪のないことを示し、

〒わたしの心の悩みをゆるめ、

三主よ、わたしをためし、わたしを試み、

わたしの心と思いとを練りきよめてください。

■あなたのいつくしみはわたしの目の前にあり、

すべての悩みから救いだしてください。

わたしのいのちを、血を流す人々と共に、 n どうか、わたしを罪びとと共に、 彼らの右の手は、まいないで満ちています。 取り去らないでください。 わたしをあがない、わたしをあわれんでください。 こしかしわたしは誠実に歩みます。 この彼らの手には悪い企てがあり、 | こわたしの足は平らかな所に立っています。

あなたの栄光のとどまる所とを愛します。<主よ、わたしはあなたの住まわれる家と、

あなたのくすしきみわざをことごとくのべ伝えます。

セ感謝の歌を声高くうたい、 かんしゃ うた こえたか あなたの祭壇をめぐって、

わたしは会衆のなかで主をたたえましょう。

## 第二七篇

ダビデの歌

四わたしは一つの事を主に願った、 わたしはだれを恐れよう。 その仮屋のうちにわたしを潜ませ、 五それは主が悩みの日に、 主のうるわしきを見、その宮で尋ねきわめることを。わたしの生きるかぎり、主の家に住んで、 彼らはつまずき倒れるであろう。 こわたしのあだ、わたしの敵である悪を行う者どもが、 わたしはそれを求める。 なおわたしはみずから頼むところがある。 たといいくさが起って、わたしを攻めても、 わたしの心は恐れない。 襲ってきて、わたしをそしり、わたしを攻めるとき わたしはだれをおじ恐れよう。 主はわたしの命のとりでだ。 - 主はわたしの光、わたしの救だ、

ヵみ顔をわたしに隠さないでください。

「主よ、わたしはみ顔をたずね求めます」と。

あなたはわたしの助けです。

わが救の神よ、わたしを追い出し、

わたしを捨てないでください。

怒ってあなたのしもべを退けないでください。

その集とや、かくこれたしを高く置かれるからである。 岩の上にわたしを高く置かれるからである。 岩の上にわたしを高く置かれるからである。 岩の上にわたしを高く置かれるからである。 さま、わたしは主の幕屋で を対の声をあげて、いけにえをささげ、 喜びの声をあげて、いけにえをささげ、 書がの声をあげて、いけにえをささが、 も 主よ、わたしが声をあげて呼ばわるとき、 な おなたは仰せられました、 へ あなたは仰せられました、 つかが顔をたずね求めよ」と。

わたしのあだのゆえに、 こ 主よ、あなたの道をわたしに教え、 主がわたしを迎えられるでしょう。 きがわたしを迎えられるでしょう。 で たとい父母がわたしを捨てても、

暴言を吐くからです。 こわたしのあだの望むがままに、 にかったりのあがしをする者がわたしに逆らって起り、 のもないでください。 はいのあがしをする者がわたしに逆らって起り、 はいのあがの望むがままに、

主を待ち望め、強く、かつ雄々しくあれ。「四主を待ち望め、強く、かつ雄々しくあれ。といる者の地でわたしは主の恵みを見ることを。生ける者の地でわたしは主の恵みを見ることを。「こわたしは信じます、

# 第二八篇

- 主よ、わたしはあなたにむかって呼ばわります。 おが岩よ、わたしにむかって 目しいとならないでください。 耳しいとならないでください。 おたしは墓に下る者と等しくなるでしょう。 こわたしがあなたにむかって手をあげるとき、 あなたの至聖所にむかって手をあげるとき、 わたしの願いの声を聞いてください。

> ハ主はその民の力、たみ ちから せ主はわが力、 主は彼らを倒して、 再び建てられることはない。主は彼らを倒して、 再び建てられることはない。 み手のわざとを顧みないゆえに、 π 彼らは主のもろもろのみわざと、 彼らはその隣り人とむつまじく語るけれども、わたしを引き行かないでください。 わたしの心は主に寄り頼む。 <sup> 大</sup>主はほむべきかな。 その受くべき罰を彼らに与えてください。 その手のわざにしたがって彼らに報い、 その悪しき行いにしたがって彼らに報い、 四どうぞ、そのわざにしたがい、 歌をもって主をほめたたえる。 わたしは助けを得たので、わたしの心は大いに喜び、 主はわたしの願いの声を聞かれた。 その心には害悪をいだく者です。 わが盾。

さい。
はいの牧者となって、とこしえに彼らをいだき導いてくだれどうぞ、あなたの民を救い、あなたの嗣業を恵み、れどうぞ、あなたの民を救い、あなたの嗣業を恵み、その油そそがれた者の救のとりでである。

## 第二九篇

ダビデの歌

栄光と力とを主に帰せよ。 ・神の子らよ、主に帰せよ。

主に帰せよ、

へ主のみ声は荒野を震わせ、 四主のみ声は力があり、 主はカデシの荒野を震わされる。 t主のみ声は炎をひらめかす。 シリオンを若い野牛のように踊らされる。 \* 主はレバノンを子牛のように踊らせ、 主はレバノンの香柏を折り砕かれ 五主のみ声は香柏を折り砕き、 こうはく お くだ 主のみ声は威厳がある。 その宮で、すべてのものは呼ばわって言う、 ヵ主のみ声はかしの木を巻きあげ、また林を裸にする。

> 平安をもってその民を祝福されるであろう。(トン歯メー トンタ トンタートン また) ここ 主はその民に力を与え、 10 主は洪水の上に座し、 主はみくらに座して、とこしえに王であらせられる。

## 第三〇篇

聖なる装いをもって主を拝め。 ニみ名の栄光を主に帰せよ、

宮をささげるときにうたったダビデの歌 その聖なるみ名に感謝せよ。 宮 主の聖徒よ、主をほめうたい、 墓に下る者のうちから、 ≡主よ、あなたはわたしの魂を陰府からひきあげ、あなたはわたしをいやしてくださいました。 こわが神、主よ、ゆるされなかったからです。 その恵みはいのちのかぎり長いからである。 π その怒りはただつかのまで、 わたしを生き返らせてくださいました。 敵がわたしの事によって喜ぶのを、 あなたはわたしを引きあげ、 わたしがあなたにむかって助けを叫び求めると、 - 主よ、わたしはあなたをあがめます。

\*わたしは安らかな時に言った、 ·わたしは決して動かされることはない」と。

あなたがみ顔をかくされたので、 わたしをゆるがない山のように堅くされました。 セ主よ、<br />
あなた<br />
恵みをもって、

ヵ「わたしが墓に下るならば、 ひたすら主に請い願いました、 わたしはおじ惑いました。 <主よ、わたしはあなたに呼ばわりました。

わたしの死になんの益があるでしょうか。

あなたのまことをのべ伝えるでしょうか。 ちりはあなたをほめたたえるでしょうか。

□○主よ、聞いてください、わたしをあわれんでください。 こあなたはわたしのために、嘆きを踊りにかえ、 主よ、わたしの助けとなってください」と。

口をつぐむことのないためです。 ここれはわたしの魂があなたをほめたたえて、 荒布を解き、 喜びをわたしの帯とされました。

わが神、主よ、

わたしはとこしえにあなたに感謝します。

#### 第三一

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌 - 主よ、わたしはあなたに寄り頼みます。

とこしえにわたしをはずかしめず

ニあなたの耳をわたしに傾けて、 あなたの義をもってわたしをお助けください。

すみやかにわたしをお救いください。

わたしのためにのがれの岩となり、

わたしを救う堅固な城となってください。

わたしを取り出してください。四わたしのためにひそかに設けた網から

主、まことの神よ、
ェ わたしは、わが魂をみ手にゆだねます。 あなたはわたしの避け所です。

\*あなたはむなしい偶像に心を寄せる者を憎まれます。 あなたはわたしをあがなわれました。

t あなたのいつくしみを喜び楽しみます。 しかしわたしは主に信頼し、 あなたがわたしの苦しみをかえりみ

25

知り人には恐るべき者となり、隣り人には恐れられ、 わたしのいのちを取ろうと、たくらむのです。 彼らはわたしに逆らってともに計り、 破れた器のようになりました。 こわたしは死んだ者のように人の心に忘れられ ちまたでわたしを見る者は避けて逃げます。 こわたしはすべてのあだにそしられる者となり、 わたしの骨は枯れはてました。 わたしの力は苦しみによって尽き わたしの年は嘆きによって消えさり、 わたしの魂も、からだもまた衰えました。 わたしの目は憂いによって衰え、 わたしは悩み苦しんでいます。 ヵ主よ、わたしをあわれんでください。 わたしの足を広い所に立たせられたからです。 このわたしのいのちは悲しみによって消えゆき、 |= まことに、わたしは多くの人のささやくのを聞きます、 ·至る所に恐るべきことがある」と。 しかし、主よ、わたしはあなたに信頼して、言います、

へわたしを敵の手にわたさず、わたしの悩みにみこころをとめ、

このあなたは彼らをみ前のひそかな所に隠して 人の子らの前に施されたあなたの恵みは また仮屋のうちに潜ませて 人々のはかりごとを免れさせ、 いかに大いなるものでしょう。 あなたに寄り頼む者のために 偽りのくちびるをつぐませてください。 彼らをおしのようにして陰府に行かせてください。 悪しき者に恥をうけさせ、 わたしをはずかしめないでください。 In あなたを恐れる者のためにたくわえ、 |<高ぶりと侮りとをもって正しい者をみだりにそしる いつくしみをもってわたしをお救いください。 わたしを責め立てる者から救い出してください。 わたしをわたしの敵の手と、 1+ 主よ、わたしはあなたに呼ばわります、 | < み顔をしもべの上に輝かせ、 | 11 わたしの時はあなたのみ手にあります。 「あなたはわたしの神である」と。

三主はほむべきかな、

舌の争いを避けさせられます。

包囲された町のようにわたしが囲まれたとき、

主は驚くばかりに、いつくしみをわたしに示された。 三 わたしはあなたの目の前から断たれた」と。 しかしわたしがあなたに助けを呼び求めたとき、 わたしの願いを聞きいれられた。 主は真実な者を守られるが、 主は真実な者を守られるが、 主は真実な者を守られるが、 さいからいるまう者にはしたたかに報いられる。 おごりふるまう者にはしたたかに報いられる。 といっしますが、 さいないのですべて主を待ち望む者よ、 ですべて主を待ち望む者よ、

#### **東三二篇**

わたしを守って悩みを免れさせ、

マジデのマスキールの歌
- そのとががゆるされ、
- そのとががゆるされ、
- その黒に偽りのない人はさいわいである。
- 主によって不義を負わされず、
- 主によって不義を負わされず、
- わたしが自分の罪を言いあらわさなかった時は、ひねもす苦しみうめいたので、
わたしの骨はふるび衰えた。
のあなたのみ手が昼も夜も、

わたしの上に重かったからである。 わたしの力は、夏のひでりによってかれるように、わたしの力は、夏のひでりによってかれるように、わたしの力は、夏のひでりによってかれるように、かれ果てた。〔セラーかれ果てた。〔セラーかれ果てた。〔セラーが、は言った、「わたしのとがを主に告白しよう」と。 その時あなたはわたしの犯した罪をゆるされた。〔セラーをいるとがを主に告白しよう」と。 その時あなたはわたしの犯した罪をゆるされた。〔セラーをいるとがを主に告白しよう」と。 その身に及ぶことはない。 その身に及ぶことはない。

かし主に信頼する者はいつくしみで囲まれる。

すべて心の直き者よ、喜びの声を高くあげよ。こ正しき者よ、主によって喜び楽しめ、

こ正しき者よ、主によって喜べ、

<全地は主を恐れ、
※、い淵を倉におさめられた。 た主は海の水を水がめの中に集めるように集めて、 まっかん みず みず なず なか かって こり でいる はい こうく こう こうじょう こうじょう ほんぐん しゅ くら いき 地は主のいつくしみで満ちている。 五主は正義と公平とを愛される。 はいぎ こうへい あい そのすべてのみわざは真実だからである。 四主のみことばは直く、 三新しい歌を主にむかって歌い、 世に住むすべての者は主を恐れかしこめ。 \*もろもろの天は主のみことばによって造られ、 喜びの声をあげて巧みに琴をかきならせ。 ニ琴をもって主をさんびせよ さんびは直き者にふさわしい。 十弦の立琴をもって主をほめたたえよ。 が仰せられると、そのようになり、

> そのすべてのわざに心をとめられる。 地に住むすべての人をながめられる。 すべての人の子らを見、 もろもろの民の企てをくじかれる。 命じられると、堅く立ったからである。 勇士はその力の大いなるによって助けを得ない。 主がその嗣業として選ばれた民はさいわいである。 三主をおのが神とする国はさいわいである。 そのみこころの思いは世々に立つ。 | 五 主はすべて彼らの心を造り、 四そのおられる所から 三宝は天から見おろされ、 こ 主のはかりごとはとこしえに立ち、 □ 主はもろもろの歯のはかりごとをむなしくし、

ききんの時にも生きながらえさせるためである。 こつわれらの魂は主を待ち望む。 元これは主が彼らの魂を死から救い、 そのいつくしみを望む者の上にある。「<見よ、主の目は主を恐れる者の上にあり

その大いなる力も人を助けることはできない。
はおいからのとなります。
はおりのとなりない。

<この苦しむ者が呼ばわったとき、主は聞いて、

恥じて顔を赤くすることはない。
せんかまんがあるかがたは、

あなたのいつくしみをわれらの上にたれてください。 三 主よ、われらが待ち望むように、 われらの単なるみ名に信頼するがゆえに、 シャ はの聖なるみ名に信頼するがゆえに、 主はわれらの助け、われらの盾である。

# 第三四篇

などデがアビメレクの前で狂ったさまをよそおい、追われて出ていったときのダビデがアビメレクの前で狂ったさまをよそおい、追われて出ていったときの

□ わたしは常に主をほめまつる。
□ わたしは常に主をほめまつる。
□ わたしと共によって誇る。
□ わたしと共に主をあがめよ、
□ わたしと共に主をあがめよ、
□ わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、われらは共にみ名をほめたたえよう。
□ わたしが主に求めたとき、主はわたしに答え、ついての恐れからわたしを助け出された。
□ おままを仰ぎ見て、光を得よ、

ル主の聖徒よ、主を恐れよ、 主に寄り頼む人はさいわいである。 主に寄り頼む人はさいわいである。 との 生いとしょうだいがあれ、 主の恵がより、 はさいわいである。 陣をしいて彼らを助けられる。 ± 主の使は主を恐れる者のまわりに しゅうないしゅっぱっしゃの悩みから救い出された。 その記憶を地から断ち滅ぼされる。 その耳は彼らの叫びに傾く。 ながらえることを好む人はだれか。 しかし主を求める者は良き物に欠けることはない。 この若きししは乏しくなって飢えることがある。 主を恐れる者には乏しいことがないからである。 やわらぎを求めて、これを努めよ。 あなたのくちびるをおさえて偽りを言わすな。 わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教えよう。 二子らよ、来てわたしに聞け、 | 木主のみ顔は悪を行う者にむかい、 |五主の目は正しい人をかえりみ、 |四悪を離れて善をおこない、 三あなたの舌をおさえて悪を言わせず、 三さいわいを見ようとして、いのちを慕い、

四どうか、わたしの命を求める者をいのち、もとしてもの

わたしに言ってください。

わたしはおまえの救である」と、

はずかしめ、いやしめ、
もたしにむかって悪をたくらむ者を退け、
あわてふためかせてください。
主の使に彼らを追いやらせてください。
されていたがかせてください。
されて彼らを風の前のもみがらのようにし、
といったいかれた。
されているなくわたしのためにでください。
されているなくわたしのために穴を掘ったからです。
ないの使に彼らを追い行かせてください。
されているなくわたしのために穴を掘ったからです。
ないがいかれた。このたのに網を隠し、
ないらを滅びに陥らせてください。
されているなくわたしのために穴を掘ったからです。
ないるなくわたしのために穴を掘ったからです。
ないるなくわたしのために穴を掘ったからです。
このわたしの骨はことごとく言うでしょう、
このわたしの骨はことごとく言うでしょう。

第三五篇

メビデの歌

- 主よ、わたしと争う者とあらそい、
- 主よ、わたしと戦う者と戦ってください。
- たて かみだしと戦う者と戦ってください。
- 下と大盾とを執って、
- 盾と大盾とを執って、
- 下と かみだて と かってください。
- なりと投げやりとを抜いて、
- かんしを動けるために立ちあがってください。

かすめ奪う者から助け出される方です」と。弱い者と貧しい者を、弱い者を貧しい者を、あなたは弱い者を強い者から助け出し、

悲しみうなだれて歩きまわった。わたしは母をいたむ者のように 三彼らは悪をもってわたしの善に報い 多くの民の中で、あなたをほめたたえるでしょう。 「<わたしは大いなるつどいの中で、あなたに感謝し、 わたしのいのちを若きししから救い出してください。 わたしを彼らの破壊から、「モ主よ、いつまであなたはながめておられますか、 わたしにむかって歯をかみならした。 わたしをののしってやめなかった。 わたしの知らない他国の者は ともに集まってわたしを責めた。 悲しんだかのように。 わたしは胸にこうべをたれて祈った、 荒布をまとい、断食してわが身を苦しめた。 三しかし、わたしは彼らが病んだとき、 わが魂を寄るべなき者とした。 |四ちょうど、わが友、わが兄弟のために | ^ 彼らはますます、けがす言葉をもってあざけり、 ましかし彼らはわたしのつまずくとき、 喜びつどい、

わたしの知らない事をわたしに尋ねる。

-- 悪意のある証人が起って、

「あはぁ、あはぁ、われらの目はそれを見た」と三一彼らはわたしにむかって口をあけひろげ、 目をさましてください。 三つか神、わが主よ、 三主よ、あなたはこれを見られました。 欺きの言葉をたくらむからです。 国のうちに穏やかに住む者にむかって わたしの事について彼らを喜ばせないでください。 あなたの義にしたがってわたしをさばき 三のわが神、主よ、 ・ないしゅ わがさばきのため、わが訴えのために奮いたち、 主よ、わたしに遠ざからないでください。 もださないでください。 この彼らは平和を語らず、 たがいに目くばせすることを許さないでください。 ゆえなく、わたしを憎む者どもの Im 彼らにその心のうちで、 言います。 わたしについて喜ぶことを許さないでください。 | 九 偽ってわたしの敵となった者どもの

言わせないでください。

あはあ、われらの願ったことが達せられた」と

また彼らに「われらは彼を滅ぼしつくした」と 言わせないでください。 これわたしの災を喜ぶ者どもを ともに恥じ、あわてふためかせてください。 いれたしの災を喜ぶ者ともに いれたしの炎を喜ぶ者をばれる主は大いなるかな」と「そのしもべの義を喜ぶ者をばれる主は大いなるかな」と「そのしもべの幸福を喜ばせ、「さのしもべの幸福を喜ばれる主は大いなるかな」とつねに言わせてください。

## **那三六篇**

あなたの誉とを語るでしょう。

聖歌隊の指揮者によってうたわせた主のしもベダビデの歌によってうたわせた主のしもベダビデの歌にある。 ことがは悪しき者にむかい、その心のうちに言う。 これは自分の不義があらわされないため、 これは自分の不義があらわされないため、 こその口の言葉はよこしまと欺きである。 また憎まれないために、みずからその目でおもねる。 また憎まれないために、みずからその目でおもねる。 また憎まれないために、みずからその目でおもねる。 こその口の言葉はよこしまと欺きである。 これは知恵を得ることと、善を行う事とをやめた。

彼らは打ち伏せられて、起きあがることはできない。

ゆるさないでください。

三悪を行う者はそこに倒れ、

心の直き者に絶えず救を施してください。 ^ あなたの家の豊かなのによって飽き足りる。 人の子らはあなたの翼のかげに避け所を得いる。こ + 神よ、あなたのいつくしみはいかに尊いことでしょう。 あなたのさばきは大きな淵のようだ。 四彼はその床の上でよこしまな事をたくらみ 10 どうか、あなたを知る者に絶えずいつくしみを施し、 われらはあなたの光によって光を見る。 ヵいのちの泉はあなたのもとにあり、 あなたはその楽しみの川の水を彼らに飲ませられる。 主よ、あなたは人と獣とを救われる。 あなたのまことは雲にまで及ぶ。 в 主よ、あなたのいつくしみは天にまで及び よからぬ道に身をおいて、悪をきらわない。 こ 高ぶる者の足がわたしを踏み、

# 第三七篇

ダビデの歌

不義を行う者のゆえに、ねたみを起すな。「悪をなす者のゆえに、心を悩ますな。

はいいことを真昼のように根といことを真昼のように明らかにされる。 主に信頼して善を行え。 三主に信頼して善を行え。 三本なたの心の願いをかなえられる。 三はあなたの道を主にゆだねよ。 主はあなたの道を主にゆだねよ。 主に信頼せよ、主はそれをなしとげ、 主に信頼せよ、主はそれをなしとげ、 主に信頼せよ、これをなしとげ、 本のかが道を歩んで栄える者のゆえに、心を悩ますな、これはただ悪を行うに至るのみだ。 へを悩ますな、これはただ悪を行うに至るのみだ。 本で、後も、ものは、はいかと、からである。 主を待ち望む者は国を継ぐからである。

> - ^ 主は全き者のもろもろの日を知られる。 主は正しい者を助けささえられるからである。 直く歩む者を殺そうとする。 彼の日の来るのを見られるからである。 豊かな繁栄をたのしむことができる。 多くの悪しきの者の豊かなのにまさる。 これ正しい人の持ち物の少ないのは、 その弓は折られる。 貧しい者と乏しい者とを倒し、まず、ものとほしものものとほ |四悪しき者はつるぎを抜き、弓を張って、 彼らの嗣業はとこしえに続く。
>
> \*\*\* |セ悪しき者の腕は折られるが、 三悪しき者は正しい者にむかって こしかし柔和な者は国を継ぎ、 あなたは彼の所をつぶさに尋ねても彼はいない。 |玉しかしそのつるぎはおのが胸を刺し、 -○悪しき者はただしばらくで、うせ去る。

ききんの日にも飽き足りる。

れ彼らは災の時にも恥をこうむらず、

oしかし、悪しき者は滅び

その子孫は祝福を得る。 これでしい人は常に寛大で、物を貸し与え、 これでしている。 かんだい かんを貸し与え、 正しい者はとこしえに助け守られる。ただ。 食物を請いあるくのを見たことがない。正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が こ三人の歩みは主によって定められる。 三主に祝福された者は国を継ぎ、 しかし、悪しき者の子孫は断ち滅ぼされる。 その聖徒を見捨てられないからである。 ニハ主は公義を愛し、 そうすれば、あなたはとこしえに住むことができる。 こも悪をさけて、善を行え。 In わたしは、むかし年若かった時も、年老いた今も 主がその手を助けささえられるからである。 こ四たといその人が倒れても、 主はその行く道を喜ばれる。 主にのろわれた者は断ち滅ぼされる。 しかし正しい人は寛大で、 施し与える。 三 悪しき者は物を借りて返すことをしない。 煙のように消えうせる 全く打ち伏せられることはない、

主の敵は牧場の栄えの枯れるように消え、

これを殺そうとはかる。 見よ、彼はいなかった。 In わたしは悪しき者が勝ち誇って、 その歩みはすべることがない。 三その心には神のおきてがあり、 EO 正しい者の口は知恵を語り、 これ正しい者は国を継ぎ、 Et 全き人に目をそそぎ、直き人を見よ。 わたしは彼を尋ねたけれども見つからなかった。 三くしかし、わたしが通り過ぎると、 あなたは悪しき者の In 主を待ち望め、その道を守れ。 E 主は正しい人を悪しき者の手にゆだねられない、 ≡ 悪しき者は正しい人をうかがい、 その舌は公義を述べる。 三くしかし罪を犯す者どもは共に滅ぼされ レバノンの香柏のようにそびえたつのを見た。 断ち滅ぼされるのを見るであろう。 そうすれば、主はあなたを上げて、国を継がせられる。 またさばかれる時、これを罪に定められることはない。 とこしえにその中に住むことができる。 おだやかな人には子孫がある。

では、 これにしい人の救は主から解き放って救われる。 これにしい人の救は主から解き放って救われる。 これにしい人の救は主から解き放って救われる。 され、ない、というながれる。 これにしい人の救は主から解きない。 では彼らを助け、彼らを解きなち、 はないというない。 ではない。 ではないである。 ではないである。 ではないである。 ではないである。 ではないである。 ではないである。 ではないである。 ではないである。

## 第三八篇

わが神、主よ、コーロのはあなたを待ち望みます。コーロのし、主よ、わたしはあなたを待ち望みます。 ヵ主よ、わたしのすべての願いはあなたに知られ、 わたしの心の激しい騒ぎによってうめき叫びます。 へわたしは衰えはて、いたく打ちひしがれ もわたしの腰はことごとく焼け、 \*わたしは折れかがんで、いたくうなだれ わたしの災を見て離れて立ち、こ わが友、わがともがらは わたしの肉には全きところがありません。 ひねもす悲しんで歩くのです。 議論を口にしない人のようです。 ひねもす欺くことをはかるのです。 わたしをそこなおうとする者は滅ぼすことを語り、 わたしの目の光もまた、わたしを離れ去りました。 わたしの嘆きはあなたに隠れることはありません。 ||四まことに、わたしは聞かない人のごとく、 おしのように口を開きません。 三わたしのいのちを求める者はわなを設け、 わが親族もまた遠く離れて立っています。 - ○ わたしの胸は激しく打ち、わたしの力は衰え、 三しかしわたしは耳しいのように聞かず、

聖歌隊の指揮者エドトンによってうたわせたダビデの歌

わたしは言った、「舌をもって罪を犯さないために、

第三九篇

三主、わが救よ、 三 主よ、わたしを捨てないでください。 偽ってわたしを憎む者は多いのです。 いっゎ わが神よ、わたしに遠ざからないでください。 わたしがよい事に従うがゆえに、わがあだとなります。 この悪をもって善に報いる者は、 | n ゆえなく、わたしに敵する者は強く、 わが罪のために悲しみます。 ゆるさないでください」と。 わたしのことによって喜ぶことを わたしにむかって高ぶる彼らに あなたこそわたしに答えられるのです。 わたしの苦しみは常にわたしと共にあります。 せわたしは倒れるばかりになり、 「へわたしは、みずから不義を言いあらわし - やたしは祈ります、「わが足のすべるとき、

すみやかにわたしをお助けください。

わたしの道を慎み、 わたしの口にくつわをかけよう」と。 悪しき者のわたしの前にある間は

四「主よ、わが終りと、 こわたしは黙して物言わず、むなしく沈黙を守った。 わが命のいかにはかないかを知らせてください。 思いつづけるほどに火が燃えたので、 三わたしの心はわたしのうちに熱し、 ≖見よ、あなたはわたしの日をつかのまとされました。 わが日の数のどれほどであるかをわたしに知らせ、 わたしは舌をもって語った。 息にすぎません。(セラ まことに、すべての人はその盛んな時でも わたしの一生はあなたの前では無にひとしいのです。 しかし、わたしの悩みはさらにひどくなり

セ主よ、今わたしは何を待ち望みましょう。 だれがそれを収めるかを知りません。 點ぎまわるのです。 彼は積みたくわえるけれども わたしの望みはあなたにあります。

\* まことに人は影のように、さまよいます。

まことに彼らはむなしい事のために

へわたしをすべてのとがから助け出し、

愚かな者にわたしをあざけらせないでください。 

一〇あなたが下された災を あなたがそれをなされたからです。

わたしから取り去ってください。

こあなたは罪を責めて人を懲らされるとき、 滅びるばかりです。 わたしはあなたのみ手に打ち懲らされることにより

消し滅ぼされるのです。 その慕い喜ぶものを、しみが食うように まことにすべての人は息にすぎません。(セラ

わたしの涙を見て、もださないでください。 わたしの叫びに耳を傾け、 三主よ、わたしの祈を聞き、

わたしはあなたに身を寄せる旅びと、 わがすべての先祖たちのように寄留者です。

み顔をそむけて、わたしを喜ばせてください」。 これたしが去って、うせない前に、

## 第四〇篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌 主は耳を傾けて、わたしの叫びを聞かれた。 - わたしは耐え忍んで主を待ち望んだ。

わたしの足を岩の上におき、

= 主はわたしを滅びの穴から、泥の沼から引きあげて ・ なっ。 なっ なっぱっち

三主は新しい歌をわたしの口に授け、わたしの歩みをたしかにされた。

わたしの口に授けられた。

われらの神にささげるさんびの歌を

多くの人はこれを見て恐れ、

四主をおのが頼みとする人、 かつ主に信頼するであろう。

高ぶる者にたよらず、

вわが神、主よ、あなたのくすしきみわざと、 われらを思うみおもいとは多くて、 偽りの神に迷う者にたよらない人はさいわいである。

わたしはこれを語り述べようとしても くらべうるものはない。

多くて数えることはできない。

あなたはいけにえと供え物とを喜ばれない。

それはわたしの頭の毛よりも多く、 常にわたしをお守りください。

\*\*\*
あなたのいつくしみとまこととをもって 二 主よ、あなたのあわれみをわたしに惜しまず、 大いなる集会に隠しませんでした。 救についての喜びのおとずれを告げ示しました。 <わが神よ、わたしはみこころを行うことを喜びます。 セその時わたしは言った、「見よ、わたしはまいります。 あなたは燔祭と罪祭とを求められない。あなたはわたしの耳を開かれた。 わたしの心は消えうせるばかりになりました。 物見ることができないまでになりました。 わたしの不義がわたしに追い迫って、 あなたのまことと救とを告げ示しました。 □○わたしはあなたの救を心のうちに隠しおかず、 主よ、あなたはこれをご存じです。 見よ、わたしはくちびるを閉じませんでした。 ヵわたしは大いなる集会で、 あなたのおきてはわたしの心のうちにあります」と。 書の巻に、わたしのためにしるされています。 三数えがたい災がわたしを囲み、

> 自分の恥によって恐れおののかせてください。 あなたはわが助け、わが救主です。 しかし主はわたしをかえりみられます。 あなたの救を愛する者は うしろに退かせ、恥を負わせてください。 ことごとく恥じあわてさせてください。 主よ、すみやかにわたしをお助けください。 I= 主よ、みこころならばわたしをお救いください。 わが神よ、ためらわないでください。 こもわたしは貧しく、かつ乏しい。 常に「主は大いなるかな」ととなえるように。 あなたによって喜び楽しむように。 わたしのそこなわれることを願う者どもを |四わたしのいのちを奪おうと尋ね求める者どもを | <しかし、すべてあなたを尋ね求める者は |玉わたしにむかって「あはぁ、あはぁ」と言う者どもを

## 第四一篇

主はそのような人を悩みの日に救い出される。 貧しい者をかえりみる人はさいわいである。 撃骸隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌

ヵわたしの信頼した親しい友、 倒れ伏して再び起きあがらないであろう」と。 外に出てはそれを言いふらす。 彼は偽りを語り、その心によこしまを集め、\*\*そのひとりがわたしを見ようとして来るとき、 四わたしは言った、「主よ、わたしをあわれみ、 <彼らは言う、「彼に一つのたたりがつきまとったから、 取わたしの敵はわたしをそしって言う、 わたしはあなたにむかって罪を犯しました」と。 彼はこの地にあって、さいわいな者と呼ばれる。 わたしにそむいてくびすをあげた。 わたしのパンを食べた親しい友さえも わたしのために災を思いめぐらす。 わたしについて共にささやき ェすべてわたしを憎む者は \*\*o わたしをいやしてください。 あなたは彼の病む時、その病をことごとくいやされる。 いつ彼は死に、その名がほろびるであろうか」と。 しかし主よ、わたしをあわれみ

かたしを助け起してください。
こ わたしの敵がわたしに打ち勝てないことによってこ わたしの敵がわたしに打ち勝てないことによってあなたがわたしを喜ばれることをあなたがわたしの全きによって、こ あなたはわたしの全きによって、こ イスラエルの神、主はとこしえからとこしえまでほむべきかな。とこしえからとこしえまでほむべきかな。アアメン、アアメン。

# 第四二篇

四わたしはかつて祭を守る多くの人と共に わたしの涙は昼も夜もわたしの食物であった。

悲しみ歩くのですか」と。何ゆえわたしは敵のしえたげによって

□ わたしのあだは骨も砕けるばかりに

わたしをののしり、

вわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。 わが魂をそそぎ出すのである。

神を待ち望め。「何ゆえわたしのうちに思いみだれるのか。」

わが神なる主をほめたたえるであろう。 わたしはなおわが助け、

\*わが魂はわたしのうちにうなだれる。

ミザルの山からあなたを思い起す。それで、わたしはヨルダンの地から、またヘルモンから、 せあなたの大滝の響きによって淵々呼びこたえ、 ・
いまれたき のび
・
いまれたき のび

あなたの波、あなたの大波は

夜には、その歌すなわちわがいのちの神にささげる。 <昼には、主はそのいつくしみをほどこし ことごとくわたしの上を越えていった。

ヵわたしはわが岩なる神に言う、 祈がわたしと共にある。

何ゆえわたしをお忘れになりましたか。

喜びと感謝の歌をもって彼らを神の家に導いた。まる。 かんき うた かれ かみ いぇ みもび群れをなして行き、 今これらの事を思い起して、

神を待ち望め。(一句のえわたしのうちに思いみだれるのか。) ひねもすわたしにむかって こわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。 「おまえの神はどこにいるのか」と言う。

わたしはなおわが助け、 わが神なる主をほめたたえるであろう。

# 第四三篇

神を恐れない民にむかって、 わたしを助け出してください。 たばかりをなすよこしまな人から わたしの訴えをあげつらい、 なぜわたしを捨てられたのですか。 なぜわたしは敵のしえたげによって わたしをさばき、 追い払ってわれらの先祖たちを植え、

神よ、わが呻よ、わたしの大きな喜びである神へ行きます。わたしの大きな喜びである神へ行きます。 四その時わたしは神の祭壇へ行き、 悲しみ歩くのですか。 わたしをいたらせてください。 あなたの聖なる山と、あなたの住まわれる所に 三あなたの光とまこととを送ってわたしを導き、 みもで

またもろもろの民を悩まして、

神を待ち望め。(『思いみだれるのか。)(『はいれるのか))。)。 вわが魂よ、何ゆえうなだれるのか。 わたしは琴をもってあなたをほめたたえます。

わが神なる主をほめたたえるであろう。 わたしはなおわが助け、

また自分の腕によって勝利を得たのでもありません。『彼らは自分のつるぎによって国を獲たのでなく、『彼らは自分のつるぎによって国を獲たのでなく、 セしかしあなたはわれらをあだから救い、 \*わたしは自分の弓を頼まず、わたしのつるぎもまた。 取われらはあなたによって、あだを押し倒し、 四あなたはわが王、わが神、 われらを憎む者をはずかしめられました。 わたしを救うことができないからです。 み名によって踏みにじるのです。 われらに立ちむかう者を、 ヤコブのために勝利を定められる方です。 あなたのみ顔の光によるのでした。 われらの先祖たちをふえ広がらせられました。 あなたが彼らを恵まれたからです。 ただあなたの右の手、あなたの腕、

れところがあなたはわれらを捨てて恥を負わせ、 とこしえにあなたのみ名に感謝するでしょう。(セラ へわれらは常に神によって誇り、 われらの軍勢と共に出て行かれませんでした。 われらの敵は心のままにかすめ奪いました。 □ あなたがわれらをあだの前から退かせられたので、

ませる。こすなわちあなたはみ手をもって、もろもろの国民をこすなわちあなたはみ手をもって、もろもろの国民を 神<sup>が</sup>よ、 第四四篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたコラの子のマスキールの歌 彼らがわれらに語ったのを耳で聞きました。あなたがなされたみわざを いにしえ、われらの先祖たちの日に、

| t これらの事が皆われらに臨みましたが、敵と、恨みを報いる者のゆえによるのです。 このわれらがもしわれらの神の名を忘れ、 恥はわたしの顔をおおいました。 彼らのために高い価を求められませんでした。 ほかの神に手を伸べたことがあったならば 暗やみをもってわれらをおおわれました。 「n それでもあなたは山犬の住む所でわれらを砕き」 またわれらの歩みはあなたの道を離れませんでした。 あなたの契約にそむくことがありませんでした。 われらはあなたを忘れず、 「<これはそしる者と、ののしる者の言葉により、 | 玉わがはずかしめはひねもすわたしの前にあり、 もろもろの民のなかに笑い者とされました。 あざけらせられました。 われらをめぐる者どもに侮らせ、 こ。あなたはわずかの金であなたの民を売り、 またもろもろの国民のなかに散らされました。 二 あなたはわれらをほふられる羊のようにし、 ニーあなたはわれらを隣り人にそしらせ、 |四またもろもろの国民のなかにわれらを笑い草とし、 入われらの心はたじろがず、

# 第四五篇

われらをあがなってください。

わたしは王についてよんだわたしの詩を語る。 - わたしの心はうるわしい言葉であふれる。 - わたしの心はうるわしい言葉であふれる。 愛の歌 愛の歌 愛の歌

教えるであろう。 あなたの王のつえは公平のつえである。
「神から賜わったあなたの位は永遠にかぎりなく続き、 ヵあなたの愛する女たちのうちには王の娘たちがあり、 ます むすめ 琴の音は象牙の殿から出て、あなたを喜ばせる。 へあなたの衣はみな没薬、 芦薈、肉桂で、 まつやく ろかい にっけい このゆえに神はとこしえにあなたを祝福された。 気品がそのくちびるに注がれている。 王妃はオフルの金を飾って、あなたの右に立つ。 よいかおりを放っている。 あなたのともがらにまさって、あなたに注がれた。 このゆえに神、あなたの神は喜びの油をいる。 tあなたは義を愛し、悪を憎む。 もろもろの民はあなたのもとに倒れる。 д あなたの矢は鋭くて、王の敵の胸をつらぬき、 威厳をもって、勝利を得て乗り進め。 四真理のため、また正義を守るために つるぎを腰に帯びよ。 = ますらおよ、光栄と威厳とをもって ニあなたは人の子らにまさって麗しく わたしの舌はすみやかに物書く人の筆のようだ。

> こソコの式よ背)物をとうきとう、 彼はあなたの主であるから、彼を伏しおがめ。これではあなたのうるわしさを慕うであろう。これであるため、ないのであるから、彼らいである。これはのはよいでは、あなたの父の家とを忘れよ。あなたの民と、あなたの父の家とを忘れよ。

こ 王の娘は殿のうちで笑えをきわめ、民のうちの富める者もあなたの好意を請い求める。兵のうちの富める者もあなたの好意を請い求める。 ニッロの民は贈り物をもちきたり、

その供びとなるおとめらは「四 彼女は縫い取りした衣を着て王のもとに導かれるがねを織り込んだ衣を着かっている。」といる。

王の宮殿にはいる。 これでは、 こ

あなたをほめたたえるであろう。このゆえにもろもろの民は世々かぎりなくこのゆえにもろもろの民は世々かぎりなくまったは彼らを全地に君とするであろう。あなたは彼らを全地に君とするであろう。

#### 第四六篇

聖歌隊の指揮者によって女の声のしらべにあわせてうたわせたコラの子の歌せいかた。しましゃ

その流れは神の都を喜ばせ、四一つの川がある。 セ万軍の主はわれらと共におられる、 五神がその中におられるので、都はゆるがない。 山は海の真中に移るとも、われらは恐れない。キッピ゚ース゚゚゚ール゚ーール゚ーース゚゚ーこのゆえに、たとい地は変り、 ヵ主は地のはてまでも戦いをやめさせ、 主は驚くべきことを地に行われた。 神は朝はやく、これを助けられる。 - 神はわれらの避け所また力である。 ヤコブの神はわれらの避け所である。(セラ いと高き者の聖なるすまいを喜ばせる。 われらは恐れない。「セラ そのさわぎによって山は震え動くとも、 ■たといその水は鳴りとどろき、 悩める時のいと近き助けである。いまりである。 わたしはもろもろの国民のうちにあがめられ 「静まって、わたしこそ神であることを知れ。 主のみわざを見よ、 あわだつとも、 国台 は揺れ動く、

ヤコブの神はわれらの避け所である。(セラニ 万軍の主はわれらと共におられる、全地にあがめられる」。

巧みな歌をもってほめうたえよ。

神はもろもろの国民を統べ治められる。

# 第四八篇

> へさきにわれらが聞いたように、 へさきにわれらが聞いたように、 今われらは万軍の主の都を堅くされる。(セラカなたのいつくしみを思いました。 あなたのいつくしみを思いました。 かながない。 かなたのがあなたの営は、あなたのみ名のように、 地のはてにまで及びます。 地のはてにまで及びます。 で神よ、あなたの営は、あなたのみ名のように、 ながない。 かなたの右の手は勝利で満ちています。 こ あなたのさばきのゆえに、 でするなたのさばきのゆえに、 でするなたのさばきのゆえに、 でするなたのさばきのゆえに、 でするなたのさばきのゆえに、

とこしえにわれらを導かれるであろう。とこしえにわれらを導かれるであろう。 マオンの山を喜ばせ、ユダの娘を楽しませてください。 マカンの山を喜ばせ、ユダの娘を楽しませてください。 シオンの山を喜ばせ、ユダの娘を楽しませてください。 シオンの山を喜ばせ、ユダの娘を楽しませてください。 シオンの山を喜ばせ、ユダの娘を楽しませてください。 シオンの山を喜ばせ、ユダの娘を楽しませてください。

## 第四九篇

六おののきは彼らに臨み、 のぞ

あわてふためき、急ぎ逃げ去った。

その苦しみは産みの苦しみをする女のようであった。

あなたは東風を起してタルシシの舟を破られた。

聖歌隊の指揮者によってうたわせたコラの子の歌

45

三わが口は知恵を語り、わが心は知識を思う。 ニ低きも高きも、富めるも貧しきも、共に耳を傾けよ。 世々彼らのすみかである。
基こそ彼らのとこしえのすまい、

はよいない。 tまことに人はだれも自分をあがなうことはできない。 琴を鳴らして、わたしのなぞを解き明かそう。 四わたしは耳をたとえに傾け、 こたとい彼らはその地を自分の名をもって呼んでも その富を他人に残すことは人の見るところである。 愚かな者も、獣のような者も、ひとしく滅んで、 - ○ まことに賢い人も死に、 それを満足に払うことができないからである。 そのいのちをあがなうには、あまりに価高くて、 ヘホ とこしえに生きながらえて、墓を見ないために そのいのちの価を神に払うことはできない。 そのたからの多いのを誇る人々である。 \*彼らはおのが富をたのみ、 どうして恐れなければならないのか。 わたしを取り囲む悩みの日に、 すべて世に住む者よ、耳を傾けよ。

- もろもろの民よ、これを聞け、

ないからである。 その栄えも彼に従って下って行くことは その家の栄えが増し加わるときも、恐れてはならない。 死が彼らを牧するであろう。 自分の分け前を喜ぶ者どもの果である。(セラじぶん)かった。 ぱっぱ もの はて 滅びうせる獣にひとしい。 II 人は栄華のうちに長くとどまることはできない、 またみずから幸な時に、人々から称賛されても I+ 彼が死ぬときは何ひとつ携え行くことができず、 わたしの魂を陰府の力からあがなわれる。(セラ |四彼らは陰府に定められた羊のように | 六人が富を得るときも、 Im しかし神はわたしを受けられるゆえ、 ここれぞ自分をたのむ愚かな者どもの成りゆき、

滅びうせる獣にひとしい。 こ 人は栄華のうちに長くとどまることはできない。

彼らは絶えて光を見ることがない。

## 第五〇篇

アサフの歌

- 全能者なる神、

主は詔して、

+ 「わが民よ、聞け、わたしは言う。神はみずから、さばきぬしだからである。 して また で とのもとに集めよ」と。わが聖徒をわたしのもとに集めよ」と。 エ「いけにえをもってわたしと契約を結んだ み前には焼きつくす火があり、 = われらの神は来て、もだされない。 <わたしがあなたを責めるのは、 大スは神の義をあらわす、 上なる天および地に呼ばわれる、 四神はその民をさばくために、 そのまわりには、はげしい暴風がある。 あまねく地に住む者を召し集められる。日の出るところから日の入るところまで あなたのいけにえのゆえではない。 わたしは神、あなたの神である。 あかしをなす。 イスラエルよ、 わたしはあなたにむかって 一セラ

あなたの誓いをいと高き者に果せ。

🖬 悩みの日にわたしを呼べ、わたしはあなたを助け

あなたはわたしをあがめるであろう」。
「へしかし神は悪しき者に言われる、「あなたはなんの権利があってわたしの定めを述べ、「あなたはなんの権利があってわたしの定めを述べ、わたしの契約を口にするのか。
「へあなたは数を憎み、わたしの言葉を捨て去った。」へあなたは強がとを見ればこれとむつみ、かんらんようなもの。

自分の母の子をののしる。 この あなたは座してその兄 弟をそしり、 あなたの話はたばかりを仕組む。 あなたの話はたばかりを仕組む。

しかしわたしはあなたを責め、あなたはわたしを全く自分とひとしい者と思った。

三神を忘れる者よ、このことを思え。かみ、わすいまでの罪をならべる。あなたの目の前にその罪をならべる。

そのときだれも助ける者はないであろう。さもないとわたしはあなたをかき裂く。

自分のおこないを慎む者にはわたしは神の救を示す」。ニュ感謝のいけにえをささげる者はわたしをあがめる。

第五一篇

通った後預言者ナタンがきたときによんだものとなった後預言者ナタンがきたときによんだもの歌、これはダビデがバテセバに聖歌が、しましゃ。

- 神よ、あなたのいつくしみによって、

わたしをあわれみ

あなたの豊かなあわれみによって、

おたしのもろもろのとがをぬぐい去ってください。
こわたしの罪からわたしを清めてください。
こわたしは自分のとがを知っています。
こわたしは自分のとがを知っています。
わたしはあなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。おし、わたしは不義のなかに生れました。それゆえ、わたしは不義のなかに生れました。それゆえ、わたしは不義のなかに生れました。おりました。おりない、あなたは真実を心のうちに求められます。それゆえ、わたしの隠れた心に知恵を教えてください。

わたしを洗ってください、

いっとうことがこれともなるでしょう。わたしは雪よりも白くなるでしょう。

あなたが砕いた骨を喜ばせてください。^ わたしに喜びと楽しみとを満たし、

| o 神よ、わたしのために清い心をつくり、| かたしの不義をことごとくぬぐい去ってください。

わたしのうちに新しい、産しい霊を与えてください。 こ わたしをみ前から捨てないでください。 の聖なる霊をわたしから取らないでください。 しゅう ない まない まない でください。 しゅう ない まない でください。 に そうすればわたしは、とがを犯した者に あなたの遊を 教え、

「れその時あなたは義のいけにえと燔祭と、エルサレムの城壁を築きなおしてください。「<あなたのみこころにしたがってシオンに恵みを施し、かろしめられません。

わたしは神の家にある

\* 正しい者はこれを見て恐れ、彼を笑って言うであろう、

生ける者の地から、あなたの根を絶やされる。(セラ

神よ、あなたは砕けた悔いた心を

なる。

その時あなたの祭壇に雄牛がささげられるでしょう。全き燔祭とを喜ばれるでしょう。

聖徒の前であなたのみ名をふれ示そう。わたしはとこしえに、あなたに感謝し、 ヵあなたがこの事をなされたので わたしは世々かぎりなく神のいつくしみを頼む。 緑のオリブの木のようだ。

### 第五三篇

これはよいことだからである。

聖歌隊の指揮者によってマハラテのしらべにあわせてうたわせたダビデのマスせいかだ。 しょしゃ

三彼らは皆そむき、みなひとしく堕落した。 賢い者、神を尋ね求める者があるかないかを見られた。 =神は天から人の子を見おろして、 善を行う者はない、ひとりもない。 善を行う者はない。 彼らは腐れはて、 似らは腐れはて、憎むべき不義をおこなった。 愚かな者は心のうちに「神はない」と言う。

また神を呼ぶことをしない。 彼らは恐るべきことのない時に大いに恐れた。

彼らは物食うようにわが民を食らい、

なる。

、 四悪を行う者は悟りがないのか。

> 神が彼らを捨てられるので、

彼らは恥をこうむるであろう。

木どうか、シオンからイスラエルの救が出るように。 ヤコブは喜び、イスラエルは楽しむであろう。 神がその民の繁栄を回復される時、

# 第五四篇

聖歌隊の指揮者によって琴をもってうたわせたダビデのマスキールの歌。 によんだもの はジフびとがサウルにきて、「ダビデはわれらのうちに隠れている」と言った時

わが口の言葉に耳を傾けてください。ニ神よ、わたしの祈をきき、 三高ぶる者がわたしに逆らって起り、 み力によってわたしをさばいてください。

- 神よ、み名によってわたしを救い、

彼らは神をおのが前に置くことをしません。〔セラタネ ゥᢌ あらぶる者がわたしのいのちを求めています。

主はわがいのちを守られるかたです。四見よ、神はわが助けぬし、

神はわたしのあだに災をもって報いられるでしょう。

はなはだしい恐れがわたしをおおいました。

わたしの目に敵の敗北を見させられたからです。 へわたしは喜んであなたにいけにえをささげます。 これはよい事だからです。 これはよい事だからです。 かなたはすべての悩みからわたしを救い、 なおたはすべての悩みからわたしを救い。

## 第五五篇

型歌歌の指揮者によって琴をもってうたわせたダビデのマスキールの歌ー神よ、わたしの願いを避けて身を隠さないでください。 ったしは悩みによって弱りはて、 ったしは悩みによって弱りはて、 ったしは悩みによって弱りはて、 ったしは悩みによって弱りはて、 ったがないでください。 ったしは悩みによって弱りはて、 ったがないそうです。 気が狂いそうです。 窓ってわたしを苦しめるからです。 をかってわたしを苦しめるからです。 のかとしの心はわがうちにもだえ苦しみ、 の恐れがわたしの上に落ちました。 これで恐れがわたしの上に落ちました。

三わたしをののしる者は敵ではありません。

離れることがありません。

木わたしは言います、
「どうか、はとのように翼をもちたいものだ。
そうすればわたしは飛び去ってやきを得るであろう。
そうすればわたしは飛び去って、野に宿ろう。(セラセわたしは急ぎ避難して、
はやてとあらしをのがれよう」と。
はやてとあらしをのがれよう」と。
はやてとあらしをのがれよう」と。
はやてとあらしをのがれよう」と。
かれ 主よ、彼らのはかりごとを打ち破ってください。
かれ 主よ、彼らのはかりごとを打ち破ってください。
かれ 主よ、彼らのおを混乱させてください。
かれ ちょう よる まち じょうくぎ うえ ある からです。
かれ ちょう よる まち じょうくぎ うえ あき しんだい かいち は 屋も 夜も 町の 城 壁の上を 歩きめぐり、
町のうちには 害患と 悩みとがあります。
しえたげと欺きとはその市場を

「四われらはたがいに楽しく語らい、 もしそうであるならば身を隠して もしそうであるならば身を隠して を避けることができます。 かしそれはあなたです、わたしと同じ者、 わたしの同僚、わたしの親しい友です。 わたしの同僚、わたしの親しい友ではありません。

その言葉は油よりもやわらかだが、その心には戦いがある。 三 その口は牛酪よりもなめらかだが 彼らはおきてを守らず、神を恐れないからです。常りて彼らを悩まされるでしょう。〔セラ わたしを安らかに救い出されます。主はわたしがたたかう戦いから 恐れをもって彼らを墓に去らせてください。生きたままで陰府に下らせ、 主はあなたをささえられる。 三あなたの荷を主にゆだねよ。 それは抜いたつるぎである。 その契約を破った。 ioわたしの友はその親しき者に手を伸ばして これ 昔からみくらに座しておられる神は 「へたといわたしを攻める者が多くとも、 主はわたしの声を聞かれます。 〒夕べに、あしたに、真昼にわたしが嘆きうめけば 主はわたしを救われます。 「大しかしわたしが神に呼ばわれば つれだって神の宮に上りました。 

> 血を流す者と欺く者とはいる。ないでは、これでは、これでは、これでは、これのでは、これの人に投げ入れられます。 III しかし主よ、あなたは彼らを 主は正しい人の動かされるのを決してゆるされない。

おのが日の半ばも生きながらえることはできません。

しかしわたしはあなたに寄り頼みます。

# 第五六篇

られたときによんだもの うたわせたダビデのミクタムの歌。これはダビデがガテでペリシテびとに捕え 聖歌隊の指揮者によって、「遠き所におる音をたてぬはと」のしらべにあわせて 人々がわたしを踏みつけ、 四わたしは神によって、そのみ言葉をほめたたえます。 三わたしが恐れるときは、あなたに寄り頼みます。 誇りたかぶって、わたしと戦う者が多いのです。 こわたしの敵はひねもすわたしを踏みつけ 肉なる者はわたしに何をなし得ましょうか。 わたしは神に信頼するゆえ、恐れることはありません。 あだする人々がひねもすわたしをしえたげます。 - 神よ、どうかわたしをあわれんでください。 彼らはひねもすわたしの事を妨害し、

\*被らは共に集まって身をひそめ、
その思いはことごとくわたしにわざわいします。

わたしの歩みに目をとめ、

セ神よ、彼らにその罪を報い、 わたしのいのちをうかがい求めます。

これは皆あなたの書に わたしの涙をあなたの皮袋にたくわえてください。 ^ あなたはわたしのさすらいを数えられました。 | 憤りをもってもろもろの民を倒してください。

ヵわたしが呼び求める日に、わたしの敵は退きます。 しるされているではありませんか。

こわたしは神に信頼するゆえ、恐れることはありません。 主によってそのみ言葉をほめたたえます。 □○わたしは神によってそのみ言葉をほめたたえ、 これによって神がわたしを守られることを知ります。

三神よ、わたしがあなたに立てた誓いは 人はわたしに何をなし得ましょうか。

果さなければなりません。 わたしは感謝の供え物をあなたにささげます。

わたしの足を守って倒れることなく、 いのちの光のうちで神の前に □あなたはわたしの魂を死から救い、

わたしを歩ませられたからです。

## 第五七篇

デのミクタムの歌。これはダビデが洞にはいってサウルの手をのがれたときに 聖歌隊の指揮者によって、「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたダビ

**薄よ、わたしをあわれんでください。** 

わたしをあわれんでください。

滅びのあらしの過ぎ去るまでは わたしの魂はあなたに寄り頼みます。

こわたしはいと高き神に呼ばわります。 あなたの翼の陰をわたしの避け所とします。

三神は天から送ってわたしを救い、呼ばわります。 呼ばわります。 かたしのためにすべての事をなしとげられる神に

すなわち神はそのいつくしみとまこととをわたしを踏みつける者をはずかしめられます。

送られるのです。

四わたしは人の子らをむさぼり食らうししの中に

横たわっています。

53

デのミクタムの歌

聖歌隊の指揮者によって、

「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたダビ

第五八篇

> も彼らを流れゆく水のように消え去らせ、 なる。 \*神よ、彼らの口の歯を折ってください。 ^ また溶けてどろどろになるかたつむりのように、 四五彼らはへびの毒のような毒をもち、 ■ 悪しき者は胎を出た時から、そむき去り、 時ならず生れた日を見ぬ子のようにしてください。 踏み倒される若草のように衰えさせてください。 主よ、若いししのきばを抜き砕いてください。 耳をふさぐ耳しいのまむしのようである。 魔法使または巧みに呪文を唱える者の声を聞かないサルルラウーウン 生れ出た時から、あやまちを犯し、偽りを語る。 その手は地に暴虐を行う。 公平をもって人の子らをさばくのか。 まことにあなたがたは正しい事を語り、 あなたがた力ある者よ あなたがたは心のうちに悪い事をたくらみ、

彼らはわたしの前に穴を掘りました。

わたしの魂はうなだれました。

<彼らはわたしの足を捕えようと網を設けました。

みさかえを全地の上にあげてください。

みずからを天よりも高くし、

こそして人々は言うであろう、その足を悪しき者の血で洗うであろう。 きの としまる から あるう であるう から しい者は復讐を見て喜び、

吹き払われるように彼らを吹き払ってください。またまである。またまである。またでは、これではいのも、燃えているのも共につむじ風にます。

まことに地にさばきを行われる神がある」と。「まことに正しい者には報いがある。

## 第王力篇

でき たす だ できしかみ これはサウルがダビデを殺そうとして人をつかわし、そのデのミクタムの歌。これはサウルがダビデを殺そうとして人をつかわし、そのデのミクタムの歌。これはサウルがダビデを殺そうとして人をつかわし、そのいかがの指揮者によって、「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたダビ

あつれみとほど ほっぷいごう 悪をたくらむ者どもに、 きゃ

あわれみを施さないでください。(セラ

10 わが神はそのいつくしみをもって神よ、あなたはわたしの高きやぐらです。ない。 から はおた はおなたにむかってほめ歌れ わが力よ、わたしはあなたにむかってほめ歌い からしょく はんしゃく しかしょ ましょ あるたにがらを笑い

しゅ がらを殺さないでください。 こ どうぞ、わが民の忘れることのないために、 たいでください。 たいでください。 かが神はわたしに敵の敗北を見させられる。 かが神はわたした敵の敗北を見させられる。

彼らをその高ぶりに捕われさせてください。
これのいるできた。
これのいるのでは、そのくちびるの言葉のためにいる。というないでください。
というないでください。

彼らを滅ぼしてください。

なれる
いまでに、
もはやながらえることのないまでに、

神よ、あなたはわれらを捨て、

人々は神がヤコブを治められることをとうすれば地のはてまで、 知るに至るでしょう。(セラ 犬のようにほえて町をあさりまわる。 -四彼らは夕ごとに帰ってきて、

飽くことを得なければ怒りうなる。 |五彼らは食い物のためにあるきまわり

朝には声をあげてみいつくしみを歌います。 あなたはわたしの悩みの日にわが高きやぐらとなり、

神<sup>か</sup>よ、 | もわが力よ、わたしはあなたにむかってほめうたいます。 わたしの避け所となられたからです。 あなたはわが高きやぐら、

わたしにいつくしみを賜わる神であられるからです。

あなたは憤られました。 われらを打ち破られました。

こあなたは国を震わせ、これを裂かれました。 再びわれらをかえしてください。

国が揺れ動くのです。 その破れをいやしてください。

人をよろめかす酒をわれらに飲ませられました。 = あなたはその民に耐えがたい事をさせ、

四あなたは弓の前からのがれた者を再び集めようと

あなたを恐れる者のために

ы あなたの愛される者が助けを得るために、 右の手をもって勝利を与え、 一つの旗を立てられました。(セラ

われらに答えてください。

\*神はその聖所で言われた、

スコテの谷を分かち与えよう。 わたしは大いなる喜びをもってシケムを分かち、

±ギレアデはわたしのもの、

マナセもわたしのものである。 エフライムはわたしのかぶと、

ユダはわたしのつえである。 モアブはわたしの足だらい。

人を殺したときによんだもの 聖歌隊の指揮者によって、「あかしのゆり」というしらべにあわせて教のために アラムゾバと戦ったとき、ヨアブがその帰りに、塩の谷でエドムびと一万二千 うたわせたダビデのミクタムの歌。これはダビデが、アラムナハライムおよび

56

三あなたはわたしの避け所、

のぼらせてください。

人の助けはむなしいのです。 n だれがわたしを堅固な町に至らせるでしょうか。 こわれらは神によって勇ましく働きます。 神よ、あなたはわれらの軍勢と共に出て行かれません。 われらのあだを踏みにじる者は神だからです。 こわれらに助けを与えて、あだにむかわせてください。 10神よ、あなたはわれらを捨てられたではありませんか。 だれがわたしをエドムに導くでしょうか。 ペリシテについては、かちどきをあげる」と。 エドムにはわたしのくつを投げる。

聖歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせたダビデの歌き ニわが心のくずおれるとき、 わたしを導いて わたしは地のはてからあなたに呼ばわります。 わたしの祈に耳を傾けてください。 神よ、わたしの呼びを聞いてください。

わたしの及びがたいほどの高い岩に

彼を守らせてください。いつくしみとまこととに命じて ☆どうか王のいのちを延ばし、 я 神よ、あなたはわたしのもろもろの誓いを聞き、 四わたしをとこしえにあなたの幕屋に住まわせ、 <そうすればわたしはとこしえにみ名をほめうたい、 そのよわいをよろずよに至らせてください。 わたしに与えられました。 み名を恐れる者に賜わる嗣業を あなたの翼の陰にのがれさせてください。 敵に対する堅固なやぐらです。 日ごとにわたしのもろもろの誓いを果すでしょう。

## 第六二篇

聖歌隊の指揮者によってエドトンのしらべにしたがってうたわせたダビデの歌 ニ神こそわが岩、わが救、 わが救は神から来る。 わたしはいたく動かされることはない。 わが高きやぐらである。 - わが魂はもだしてただ神をまつ。

四彼らは人を尊い地位から落そうとのみはかり、

揺り動くまがきのように人を倒そうとするのか。

偽りを喜び、その口では祝福し、

心のうちではのろうのである。(セラ

■あなたがたは皆、傾いた石がきのように、 ■あなたがたは、いつまで人に押し迫るのか。

### **界六三篇**

ユダの野にあったときによんだダビデの歌にあったときによんだダビデの歌にあったときによんだダビデの歌にあったときによんだダビデの歌にあったときによんだダビデの歌にあったときによった。 かかったしは切にあなたを表いこがれる。 またいであるためにはあなたを弱いこがれる。 またいであって目をあなたの力と栄えとを見ようと、 またいまであって目をあなたの力と栄えとを見ようと、 またいまであって目をあなたをほめたたえる。 やかくちびるはあなたをほめたたえる。 かがくちびるはあなたをほめたたえる。 かんしは生きながらえる間、あなたをほめ、 すをあげて、み名を呼びまつる。 また わたしが床の上であなたを思いだし、 あんしが床の上であなたを思いだし、 あんしが床の上であなたを思いだし、 また わたしが床の上であなたを思いだし、 また わたしが床の上であなたを深く思うとき、 をのふけるままにあなたを深く思うとき、

わたしの魂は髄とあぶらとをもって もてなされるように飽き足り、 もてなされるように飽き足り、 もでなされるように飽き足り、 もでなされるように飽き足り、 もでなされるように飽き足り、 もでなされるように飽き足り、 もでなされるように飽き足り、 もなたの石の手はわたしをささえられる。 あなたの右の手はわたしをささえられる。 かしかしわたしの魂を滅ぼそうとたずね求める者は地の深き所に行き、 いのつるぎの力にわたされ、山犬のえじきとなる。 こっつるぎの力にわたされ、山犬のえじきとなる。

第六四篇

偽りを言う者の口はふさがれるからである。神によって誓う者はみな誇ることができる。す

> ^ 神は彼らの舌のゆえに彼らを滅ぼされる。 人の内なる思いと心とは深い。 苦い言葉を矢のように放ち、 ことば やした はな しょば やしま しょ はな しょうにとぎ、 すべて心の直き者は誇ることができる。 この正しい人は主にあって喜び、かつ主に寄り頼む。 せしかし神は矢をもって彼らを射られる。 四隠れた所から罪なき者を射ようとする。 そのなされた事を考えるであろう。 ヵその時すべての人は恐れ、神のみわざを宣べ伝え、 彼らを見る者は皆そのこうべを振るであろう。 彼らはにわかに傷をうけるであろう。 はかりごとを考えめぐらしたのだ」と。 われらは巧みに、 \*だれがわれらの罪をたずね出すことができるか。 不義を行う者のはかりごとから免れさせてください。 共にはかり、ひそかにわなをかけて言う、 ひそかなはかりごとから免れさせ、 「だれがわれらを見破ることができるか。

## 第六五篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌、せいかたいしきしゃ 神よ、シオンにて、あなたをほめたたえることは さんび

人はあなたに誓いを果すであろう。 ふさわしいことである。

三所を聞かれる方よ、 すべての肉なる者は罪のゆえにあなたに来る。

四あなたに選ばれ、あなたに近づけられて、 あなたはこれをゆるされる。 われらのとががわれらに打ち勝つとき

恵みによって飽くことができる。やれらはあなたの家、あなたの聖なる宮の あなたの大庭に住む人はさいわいである。

五われらの救の神よ、 すくい かみ

恐るべきわざにより、恐るべきわざにより、遠き海の望みであるあなたは地のもろもろのはてと、遠き海の望みであるあなたは、地のもろもろのはてと、遠き、うみのぞ

n あなたは大能を帯び、 救をもってわれらに答えられる。

もろもろの民の騒ぎを静められる。
たる、とも、大波の響き、大波の響き、 そのみ力によって、もろもろの山を堅く立たせられる。

> ヵあなたは地に臨んで、これに水をそそぎ、 へそれゆえ、地のはてに住む人々も、 す ひかが あなたは朝と夕の出る所をして あなたのもろもろのしるしを見て恐れる。 喜び歌わせられる。

神の川は水で満ちている。これを大いに豊かにされる。

彼らに穀物を与えられる。
かれています。
あなたはそのように備えして

そのもえ出るのを祝福し、そのうねを整え、夕立ちをもってそれを柔らかにし、 □ あなたはその田みぞを豊かにうるおし、

こまたその恵みをもって年の冠とされる。

あなたの道にはあぶらがしたたる。

彼らは喜び呼ばわって共に歌う。 もろもろの谷は穀物をもっておおわれ

## 第六六篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせた歌、

栄えあるさんびをささげよ。 = そのみ名の栄光を歌え。 = 全地よ、神にむかって喜び呼ばわれ。

はないとうだらのできます。 いっぱん はいまい とうだい あなたをほめうたい、 世では かいまから まから まから できます まから できます まから できます まから できます また にあなたのもろもろのみわざは恐るべきかな。 「あなたのもろもろのみわざは恐るべきかな。「あなたのもろもろのみわざは恐るべきかな。」 神に告げよ。

大々は徒歩で川を渡った。 、神は海を変えて、かわいた地とされた。 、神は海を変えて、かわいた地とされた。 、神は海を変えて、かわいた地とされた。 、かれ、『ネールである。」と。(セラ 、かれ、『ネールである)」と。(セラ

しろがねを練るように、われらを練られた。この神よ、あなたはわれらを試み、

こ あなたはわれらを網にひきいれ、こ あなたはわれらを網にひきいれ、 こ 人々にわれらの頭に上を乗り越えさせられた。 しかしあなたはわれらを広い所に導き出された。 しかしあなたはわれらを広い所に導き出された。 しかしあなたはわれらを広い所に導き出された。 しかしあなたはわれらをでいるという。 もかしは性後がい。 わたしは性後がい。 わたしは性後がい。 もかしませんがい。 もかしの誓いをあなたに果します。

わたしの口が約束したものです。わたしのくちびるの言い出したもの、ロこれはわたしが悩みにあったとき、

雄羊のいけにえの煙と共にあなたにささげ、ますっとしは肥えたものの燔祭をしまったしは肥えたものの燔祭を

神がわたしのためになされたことを告げよう。は中と雄やぎとをささげます。(セラ雄・と雄やぎとをささげます。(セラ雄・と雄やが変しない。)

〒0 神はほむべきかな。わが祈の声にみこころをとめられた。「れんかり」になっているとめられた。「れしかし、まことに神はお聞きになり、

神はわが祈をしりぞけず、 そのいつくしみをわたしから取り去られなかった。

聖歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせた歌、さんびせいかた。 ここれはあなたの道があまねく地に知られ、 あなたの救の力がもろもろの国民のうちに そのみ顔をわれらの上に照されるように。(セラ どうか、神がわれらをあわれみ、われらを祝福し、

五神よ、民らにあなたをほめたたえさせ、 地の上なるもろもろの国民を導かれるからです。 あなたは公平をもってもろもろの民をさばき、 また喜び歌わせてください。 四もろもろの国民を楽しませ、

= 神よ、民らにあなたをほめたたえさせ

知られるためです。

もろもろの民にあなたをほめたたえさせてください。

\*地はその産物を出しました。 もろもろの民にあなたをほめたたえさせてください。

神はわれらを祝福されました。 われらの神はわれらを祝福されました。

> 聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌、さんび 神の前に喜び踊らせ、喜び楽しませてください。 = しかし正しい者を喜ばせ、 悪しき者を神の前に滅ぼしてください。ろうの火の前に溶けるように = 煙の追いやられるように彼らを追いやり 神よ、立ちあがって、その敵を散らし、

\*神は寄るべなき者に住むべき家を与え、 四神にむかって歌え、そのみ名をほめうたえ。 しかしそむく者はかわいた地に住む。 めしゅうどを解いて幸福に導かれる。 その名は主、そのみ前に喜び踊れ。 雲に乗られる者にむかって歌声をあげよ。 神よ、あなたが民に先だち出て、

ヵ神 神 よ、

あなたは豊かな雨を降らせて、

たが、 できる から また イスラエルの神なる神の前に、 ハシナイの主なる神の前に、 ハシナイの主なる神の前に、

荒野を進み行かれたとき、〔セラ

地は震い、天は雨を降らせました。

疲れ衰えたあなたの嗣業の地を回復され、

 III あなたはその足を彼らの血に浸し、

あなたの犬の舌はその分け前を

海の深い所から彼らを携え帰る。

「わたしはバシャンから彼らを携え帰り、

三主は言われた、

こせそこに彼らを導く生若いベニヤミンがおり、イスラエルの源から出た者よ、主をほめまつれ」と。 神に伸べさせてください。 エチオピヤには急いでその手を 三青銅をエジプトから持ちきたらせ、 戦いを好むもろもろの民を散らしてください。 その群れの中にユダの君たちがおり、 三地のもろもろの国よ、神にむかって歌え、 みつぎ物をむさぼる者たちを足の下に踏みつけ、 いましめてください。 もろもろの民の子牛を率いる雄牛の群れを 三〇葦の中に住む獣、 王たちはあなたに贈り物をささげるでしょう。 In エルサレムにあるあなたの宮のために、 あなたの力をお示しください。 われらのために事をなされた神よ 三、神よ、あなたの大能を奮い起してください。 ゼブルンの君たち、ナフタリの君たちがいる。 これ「大いなる集会で神をほめよ。 おとめらはその間にあって手鼓を打って言う、 ニฐ歌う者は前に行き、琴をひく者はあとになり わが王の、聖所に進み行かれるのを見た。

## 第六九篇

聖歌隊の指揮者によってゆりの花のしらべにあわせてうたわせたダビデの歌音が表。、わたしをお救いください。
ー神よ、わたしをお救いください。
ー神よ、わたしをおかいるによりまると、
ローゆえなく、わたしを増む者は
ローゆえなく、わたしを増む者は
ローゆえなく、わたしを増む者は

|○わたしが断食をもってわたしの魂を悩ませば、

わたしを顧みてください。

±あなたの顔をしもべに隠さないでください。

恥を負わせられることのないようにしてください。わたしの事によって、 大軍の神、主よ、あなたを待ち望む者があなたに隠れることはありません。 ヵあなたの家を思う熱心がわたしを食いつくし、わが母の子らには、のけ者となりました。 へわたしはわが兄弟には、知らぬ者となり、 π神よ、あなたはわたしの愚かなことを わたしに及んだからです。 あなたをそしる者のそしりが 恥がわたしの顔をおおったのです。 もわたしはあなたのためにそしりを負い。 イスラエルの神よ、あなたを求める者がはずかしめられることのないようにしてください。 わたしの事によって、 わたしのもろもろのとがは 知っておられます。 わたしは盗まなかった物をも わたしを滅ぼそうとする者は強いのです。 偽ってわたしの敵となり、 償わなければならないのですか。

また深い水からわたしを助け出してください。 神よ、恵みの時に、 わたしにお答えください。 してください。 穴がその口をわたしの上に閉じることのないように繋 わたしを憎む者から、 わたしを泥の中に沈まぬよう助け出してください。 わたしにお答えください。 あなたのいつくしみの豊かなるにより、 こしかし主よ、わたしはあなたに祈ります。 酔いどれの歌となりました。 かえって彼らのことわざとなりました。 かえってそれによってそしりをうけました。 あなたのあわれみの豊かなるにより、 淵がわたしをのむことなく、 |五大水がわたしの上を流れ過ぎることなく、 こわたしが荒布を衣とすれば | 末主よ、あなたのいつくしみの深きにより、 一四あなたのまことの救により、

かれ ぎょ、 三 彼らの前の食 卓を網とし、 三 彼らの前の食 卓を網とし、 わたしのかわいた時に酢を飲ませました。 彼らが犠牲をささげる祭を、わなとしてください。 これ彼らはあなたが撃たれた者を迫害し、ひとりもその天幕に住まわせないでください。 彼らの腰を常に震わせ、 im 彼らの目を暗くして見えなくし、 恥と、はずかしめとを知っておられます。 豆彼らの宿営を荒し、 あなたの激しい怒りを彼らに追いつかせてください。 三四あなたの憤りを彼らの上にそそぎ、 三彼らはわたしの食物に毒を入れ、 わたしは望みを失いました。 こっそしりがわたしの心を砕いたので、 わたしのあだは皆あなたの前にあります。 - ヵあなたはわたしの受けるそしりと わが敵のゆえにわたしをお救いください。 すみやかにわたしにお答えください。 わたしは悩んでいるのです。 |へわたしに近く寄って、わたしをあがない、

mm 神はシオンを救い、 三 主は乏しい者に聞き、 三へりくだる者は、これを見て喜べ。 示彼らをいのちの書から消し去って、 〒彼らに、罰に罰を加え、 海とその中に動くあらゆるものは主をほめたたえよ。 Im 天と地は主をほめたたえ、 その捕われ人をかろしめられないからである。 神を求める者よ、あなたがたの心を生きかえらせよ。 三これは雄牛または角とひずめのある雄牛にまさって 感謝をもって神をあがめます。 三0 わたしは歌をもって神の名をほめたたえ、 わたしを高い所に置かれますように。 神よ、あなたの救がかる。 〒 しかしわたしは悩み苦しんでいます。 してください。 義人のうちに記録されることのないように あなたの赦免にあずからせないでください。 あなたが傷つけられた者をさらに苦しめるからです。 主を喜ばせるでしょう。

そのしもべらはそこに住んでこれを所有し、

ユダの町々を建て直されるからである。

神よ、急いでわたしに来てください。

яしかし、わたしは貧しく、かつ乏しい。

主よ、ためらわないでください。あなたはわが助け、わが救主です。

み名を愛する者はその中に住むであろう。
=<a href="#">まっしまである。ながは、これを継ぎ、</a>

## 第七〇篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの記念の歌楽な。 - 神よ、みこころならばわたしをお助けください。 - 神よ、すみやかにわたしをお助けください。 こわたしのそこなわれることを願う者どもを わたしのそこなわれることを願う者どもを うしろに退かせ、恥を負わせてください。 こ「あはあ、あはあ」と言う者どもを 自分の恥によって恐れおののかせてください。 ロすべてあなたを尋ね求める者は あなたによって喜び楽しむように。 あなたの教を愛する者は あなたの教を愛する者は あなたの教を愛する者は あなたの教を愛する者は

## 第七一篇

あなたの救とを語るでしょう。「ヨわたしの口はひねもすあなたの義と、いよいよあなたをほめたたえるでしょう。「四しかしわたしは絶えず望みをいだいて、そしりと、はずかしめとをもっておおってください。そしりと、はずかしめとをもっておおってください。

わたしはなお、「+ 神よ、あなたはわたしを若い時から教えられました。 ただあなたの義のみを、ほめたたえるでしょう。 ただあなたの義のみを、ほめたたえるでしょう。 ただあなたの数を知らないからです。

あなたのくすしきみわざを宣べ伝えます。

あなたの義を語るでしょう。

わたしをそこなわんとした者が

こ あなたはわたしの誉を増し、 地の深い所から引きあげられるでしょう。あわされましたが、再びわたしを生かし、 神よ、だれかあなたに等しい者があるでしょうか。 あなたがあがなわれたわが魂もまた 宣べ伝えるまで、わたしを見捨てないでください。 |<神よ、わたしが年老いて、しらがとなるとも、 言わたしの舌もまたひねもす III わたしがあなたにむかってほめ歌うとき、 あなたと、あなたのまこととをほめたたえます。 三 わが神よ、わたしはまた立琴をもって このあなたはわたしを多くの重い悩みに あなたは大いなる事をなされました。 | n 神よ、あなたの大能と義とは高い天にまで及ぶ。 あなたの力をきたらんとするすべての代に わがくちびるは喜び呼ばわり わたしは琴をもってあなたをほめ歌います。 イスラエルの聖者よ、 再びわたしを慰められるでしょう。 喜び呼ばわるでしょう。

恥じあわてたからです。

## 第七二篇

ソロモンの歌

神<sup>か</sup>よ、

あなたの公平を王に与え、

まない。 またい。 またい。 またい。 またい。 またい。 またい。 またいは、 またいが、 またいは、 またいが、 またいが、

れているだは彼の前にかがみ、 れているだは彼の前にかがみ、 なの敵はちりをなめるように。 ですれていることもは彼の前にひれ伏し、 こをリシがとセバの王たちは贈り物を携えて来るように。 シバとセバの王たちは贈り物を携えて来るように。 されていることもろの王は彼の前にひれ伏し、 こに彼は乏しい者をその呼ばわる時に救い、 ますではは弱い者と乏しい者とをあわれみ、 とぼではいる。 ではは弱い者と乏しい者とをあわれみ、 とばはあいのちを救い、 にはは弱い者と乏しい者とをあわれみ、 とばいまのいのちを救い、 にははいればり、 をあるの呼ばわる時に救い、 をははいればり、 をしい者との呼ばわる時に救い、 とばいまり、 をしい者とをあわれみ、 とばいまり、 をあるのには彼の前にかがみ、 をはいるののいのちを救い、 にはないのものいのちを救い、 とばいまり、 では、まれている。 では、ま

人々は彼によって祝福を得、
なれば、ないではないないように、その名声は日のあらん限り、絶えることのないように、これであればとこしえに続き、たいないないはの草のごとく町々に栄えるように。

その実はレバノンのように山々の頂に波打ち、その実はレバノンのように山々の頂に波打ち、

- \* 国のうちには穀物が豊かにみのり

ひねもす彼のために祝福が求められるように。

彼のために絶えず祈がささげられ

シバの黄金が彼にささげられ

このエッサイの子ダビデの祈は終った。 このエッサイの子ダビデの祈は終った。 このエッサイの子ダビデの祈は終った。 この大学がある名はとこしえにほむべきかな。 これその光栄ある名はとこしえにほむべきかな。 これその光栄ある名はとこしえにほむべきかな。 これその光栄ある名はとこしれではなべきかな。 これその光栄ある名はとこしれできなされる。 これその光栄ある名はとこしれできなされる。 これその光栄ある名はとこしれできなされる。

# 第七三篇

アサフの歌

一神は正しい者にむかい、
ことに恵みふかい。
こしかし、わたしは、わたしの足がつまずくばかり、
ったしの歩みがすべるばかりであった。
これはわたしが、悪しき者の栄えるのを見て、
その高ぶる者をねたんだからである。
でからには苦しみがなく、
のけらには苦しみがなく、
ないらいは、おいの人々のように悩むことがなく、
はかの人々のように悩むことはない。

れ彼らはその口を天にさからって置き、 その心は愚かな思いに満ちあふれている。 せ彼らは肥え太って、その目はとびいで、 高ぶって、しえたげを語る。 罪を犯すことなく手を洗った。 彼らのうちにあやまちを認めない。 その舌は地をあるきまわる。 <彼らはあざけり、悪意をもって語り、 へそれゆえ高慢は彼らの首飾となり、 朝ごとに懲しめをうけた。 常に安らかで、その富が増し加わる。 こ 彼らは言う、「神はどうして知り得ようか 暴力は衣のように彼らをおおっている。 一回わたしはひねもす打たれ 三まことに、わたしはいたずらに心をきよめ、 三見よ、これらは悪しき者であるのに、 いと高き者に知識があろうか」と。 □ それゆえ民は心を変えて彼らをほめたたえ、

わたしはあなたの子らの代を誤らせたであろう。

エョ もしわたしが「このような事を語ろう」と言ったなら

これはわたしにめんどうな仕事のように思われた。

エҳしかし、わたしがこれを知ろうと悪いめぐらしたとき、

彼らは夢みた人の目をさました時のようである。彼らの影をかろしめられるとき、 IM あなたはさとしをもってわたしを導き、 三けれどもわたしは常にあなたと共にあり、 三わたしは愚かで悟りがなく、 恐れをもって全く一掃されたことであろう。 あなたは、あなたにそむく者を滅ぼされる。 こせ見よ、あなたに遠い者は滅びる。 しかし神はとこしえにわが心の力、わが嗣 業である。 三つわが身とわが心とは衰える。 地にはあなたのほかに慕うものはない。 Im わたしはあなたのほかに、だれを天にもち得よう。 その後わたしを受けて栄光にあずからせられる。 あなたはわたしの右の手を保たれる。 あなたに対しては獣のようであった。 三 わたしの魂が痛み、わたしの心が刺されたとき、 二のあなたが目をさまして

あなたのもろもろのみわざを宣べ伝えるであろう。 かたしは主なる神をわが避け所として、 しかし神に近くあることはわたしに良いことである。

## 第七四篇

彼らを滅びに陥らせられる。

「カなんと彼らはまたたくまに滅ぼされ、

彼らの最後を悟り得たまではそうであった。

|もわたしが神の聖所に行って、

アサフのマスキールの歌 敵は聖所で、すべての物を破壊しました。 『とこしえの滅びの跡に、あなたの足を向けてください。』 = 昔あなたが手に入れられたあなたの公会、 こうかい なぜ、 聖所の彫り物をことごとく打ち落しました。 \*また彼らは手おのと鎚とをもって 五彼らは上の入口では、おのをもって 四あなたのあだは聖所の中でほえさけび、 思い出してください。 あなたが住まわれたシオンの山を すなわち、あなたの嗣業の部族となすために 彼らのしるしを立てて、しるしとしました。 あがなわれたものを思い出してください。 木の格子垣を切り倒しました。 神よ、なぜ、われらをとこしえに捨てられるのですか。 あなたの牧の羊に怒りを燃やされるのですか。

絶えず流れるもろもろの川をからされた。

預言者も今はいません。 ゚ポがません。 ゚れわれらは自分たちのしるしを見ません。 へ彼らは心のうちに言いました、 彼らは国のうちの神の会堂をことごとく焼きました。 み名のすみかをけがして、地に倒しました。 ェ彼らはあなたの聖所に火をかけ \*\*\* そしていつまで続くのか、 「われらはことごとくこれを滅ぼそう」と。 われらのうちには、

□ 神よ、あだはいつまであざけるでしょうか 知る者がありません。 敵はとこしえにあなたの名をののしるでしょうか。 こなぜあなたは手を引かれるのですか。

| 教を世の中に行われた。| = 神はいにしえからわたしの王であって、| = 神はいにしえからわたしの王であって、 ふところに入れておかれるのですか。 なぜあなたは右の手を

I あなたは泉と流れとを開き、これを野の獣に与えてえじきとされた。 水の上の龍の頭を砕かれた。
ニーあなたはみ力をもって海をわかち、 四あなたはレビヤタンの頭をくだき、

> あなたは光と太陽とを設けられた。 - 木屋はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。 はあなたは地のもろもろの境を定め、

夏と冬とを造られた。

「へ主よ、敵はあなたをあざけり、

この事を思い出してください。 愚かな民はあなたのみ名をののしります。

元どうかあなたのはとの魂を

貧しい者のいのちをとこしえに忘れないでください。サボー ポの 野の獣にわたさないでください。

地の暗い所は暴力のすまいで満ちています。いるのであるという。このあなたの契約をかえりみてください。

こ しえたげられる者を恥じさせないでください。 貧しい者と乏しい者とにまず もの とぼ もの

三神よ、起きてあなたの訴えをあげつらい、 み名をほめたたえさせてください。

みこころにとめてください。 愚かな者のひねもすあなたをあざけるのを

III あなたのあだの叫びを忘れないでください。 あなたの敵の絶えずあげる騒ぎを

忘れないでください。

72

# 第七五篇

フの歌、さんび聖歌隊の指揮者によって、「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたアサ聖歌隊の指揮者によって、「滅ぼすな」というしらべにあわせてうたわせたアサ

われらはあなたのみ名を呼び、われらは感謝します。一神よ、われらはあなたに感謝します。

わたしは公平をもってさばく。 二定まった時が来れば、 あなたのくすしきみわざを語ります。

四わたしは、誇る者には「誇るな」と言い、わたしはその柱を堅くする。(セラわたしはそのれを堅くする。(セラン・サール) まるがよろめくとき、

高慢な態度をもつて語るな」と言う。
エ角を高くあげるな、
エ角を高くあげるな、
悪しき者には「角をあげるな、

\*上げることは東からでなく、西からでなく、

よく混ぜた酒があわだっている。<主の手には杯があって、

正しい者の角はあげられるであろう。 せい これを注ぎ出されると、 これを一滴も残さずに飲みつくすであろう。 れしかしわたしはとこしえに喜び、 ヤコブの神をほめうたいます。 ヤコブの神をほめうたいます。 ましき者の角はことごとく切り離されるが ましき者の角はことごとく切り離されるが ましい者の角はあげられるであろう。

#### **第七六篇**

- 神はユダに知られ、聖歌隊の指揮者によって琴にあわせてうたわせたアサフの歌、さんび

こその幕屋はサレムにあり、そのみ名はイスラエルにおいて偉大である。

三かしこで神は弓の火矢を折り、そのすまいはシオンにある。

四あなたは永久の山々にまさって四あなたは永久の山々にまさってきませいの武器をこわされた。

73

乗り手と馬とは深い眠りに陥った。
まなたが怒りを発せられるとき、
だれがみ前に立つことができよう。
だれがみ前に立つことができよう。
だれがみ前に立つことができよう。
だれがみ前に立つことができよう。
だれがみ前に立つことができよう。
さばきに立たれたとき、地は恐れて、沈黙した。(セラさばきに立たれたとき、地は恐れて、沈黙した。(セラさばきに立たれたとき、地は恐れて、沈黙した。(セラさばきに立たれたとき、地は恐れて、沈黙した。(セラさばきに立たれたとき、地は恐れて、沈黙した。(セラさばきに立たがたの神、主に誓いを立てて、それを償え。その周囲のすべての者はいる。
いるべき主に贈り物をささげよ。
いるべき主に贈り物をささげよ。
いるべき主に贈り物をささげよ。

第七七篇

主は地の王たちの恐るべき者である。

こわたしは悩みの日に主をたずね求め、神はわたしに聞かれる。からしいが神にむかって声をあげれば、わたしが神にむかって声をあげれば、

<そのいつくしみはとこしえに絶え、 その約束は世々ながくすたれるであろうか。 四あなたはわたしのまぶたをささえて閉じさせず、 三わたしは神を思うとき、嘆き悲しみ、 ・standary は、 はげ かな そのあわれみを閉じられたであろうか」と。「セラ ヵ神は恵みを施すことを忘れ、怒りをもって t「主はとこしえにわれらを捨てられるであろうか 深く思うてわが魂を探り、言う、 へわたしは夜、わが心と親しく語り、 вわたしは昔の日を思い、 わたしは物言うこともできないほどに悩む。 夜はわが手を伸べてたゆむことなく、 こわたしは主のみわざを思い起す。 わが魂は慰められるのを拒む。 いと高き者の右の手が変ったことである」と。 □ その時わたしは言う、「わたしの悲しみは ふたたび、めぐみを施されないであろうか。 いにしえの年を思う。

わたしは、いにしえからの

第七八篇

羊の群れのように導かれた。 大水はあなたを見ておののき、淵もまた震えた。 四あなたは、くすしきみわざを行われる神である。 三のあなたは、その民をモーセとアロンの手によって あなたの足跡はたずねえなかった。 あなたの道は大水の中にあり、 あなたのいなずまは世を照し、地は震い動いた。 あなたの矢は四方にきらめいた。 - 六神よ、大水はあなたを見た。 ヤコブとヨセフの子らをあがなわれた。〔セラ あなたは、もろもろの民の間に、その大能をあらわし、 われらの神のように大いなる神はだれか。 三神よ、あなたの道は聖である。 あなたの力あるみわざを深く思う。 <あなたの雷のとどろきは、つむじ風の中にあり、 | 玉その腕をもっておのれの民をあがない、

わが口の言葉に耳を傾けよ。こわが民よ、わが教を聞き、

その子孫に教うべきことを その魂が神に忠実でないやからと そむく者のやからとなり、その心が定まりなく、 t彼らをして神に望みをおき、 主はあかしをヤコブのうちにたて、 四われらはこれを子孫に隠さず、主の光栄あるみわざと、 これはわれらがさきに聞いて知ったこと、 ^ またその先祖たちのようにかたくなで、 \* これは次の代に生れる子孫がこれを知り、 われらの先祖たちに命じられた。 きたるべき代に告げるであろう。 その力と、主のなされたくすしきみわざとを またわれらの先祖たちが みずから起って、そのまた子孫にこれを伝え、 おきてをイスラエルのうちに定めて、 われらに語り伝えたことである。 いにしえからの、なぞを語ろう。

アサフのマスキールの歌

ならないためである。

くすしきみわざを彼らの先祖たちの前に行われた。 三神はエジプトの地と、ゾアンの野で 彼らに示されたくすしきみわざとを忘れた。 そのおきてにしたがって歩むことを拒み、 荒野でいと高き者にそむき、 川のように水を流れさせられた。 - ^ また岩から流れを引いて、 淵から飲むように豊かに彼らに飲ませ、 - 五神は荒野で岩を裂き、 夜は、よもすがら火の光をもって彼らを導かれた。 -四昼は雲をもって彼らを導き、 水を立たせて山のようにされた。 三神は海を分けて彼らを通らせ、 二神がなされた事と、 その心のうちに神を試みた。 「神は荒野に宴を設けることができるだろうか。」ヵまた彼らは神に逆らって言った、 10彼らは神の契約を守らず、 スおのが欲のために食物を求めて、 しょくもっ もと エところが彼らはなお神にむかって罪をかさね

ヵエフライムの人々は武装し、 かとびと ぶそう

弓を携えたが

戦いの日に引き返した。

み力をもって南風を導かれた。 これ 神は天に東 風を吹かせ、 なるかぜ からび から てん ひぎょかせ から てん ひぎょかせ から てん ひぎょかせ na 人は天使のパンを食べた。 天の穀物を彼らに与えられた。これでは、いまでは、またいでは、いまないである。また、これではいますが、これにマナを降らせて食べさせ、 その救の力を信用しなかったからである。ここれは彼らが神を信ぜず、 IO 見よ、神が岩を打たれると、 神は彼らに食物をおくって飽き足らせられた。

ないかれた。 三それゆえ、主は聞いて憤られた。 神はまたパンを与えることができるだろうか。 神が彼らにその望んだものを与えられたからである。タボ ゥボ コーしかし神は上なる大空に命じて天の戸を開き、 があった。 ままぞら めい てん と ひら 怒りはイスラエルにむかって立ちのぼった。 民のために肉を備えることができるだろうか」と。 ≡○ところが彼らがまだその欲を離れず、 ニホ こうして彼らは食べて、飽き足ることができた。 示 その宿 営のなか、そのすまいのまわりに落された。 火はヤコブにむかって燃えあがり、 水はほとばしりいで、流れがあふれた。 翼ある鳥を海の砂のように降らせて、

三一神の怒りが彼らにむかって立ちのぼり、食物がなお口の中にあるうちに、 彼らの年を恐れをもって過ごさせられた。 彼らのうちの最も強い者を殺し、 En また神は、彼らがただ肉であって、 その憤りをことごとくふり起されなかった。 しばしばその怒りをおさえて 彼らの不義をゆるして滅ぼさず、ポ゚ IN しかし神はあわれみに富まれるので、 神の契約に真実でなかった。 Et 彼らの心は神にむかって堅実でなく、 その舌をもって神に偽りを言った。 ■ しかし彼らはその口をもって神にへつらい。 彼らのあがないぬしであることを思い出した。タボ 悔いて神を熱心に求めた。 Im 神が彼らを殺されたとき、彼らは神をたずね、 ■■それゆえ神は彼らの日を息のように消えさせ、 ☆ かれ ひ いき そのくすしきみわざを信じなかった。 彼らはなお罪を犯し、

なれ 三一すべてこれらの事があったにもかかわらず、 イスラエルのうちのえり抜きの者を打ち倒された。

> 四三神はエジプトでもろもろのしるしをおこない、 gu 神ははえの群れを彼らのうちに送って彼らを食わせ。 \*\*\* その流れを飲むことができないようにされた。 四四彼らの川を血に変らせて、 ゾアンの野でもろもろの奇跡をおこない、 思い出さなかった。 神が彼らをあだからあがなわれた日をも�� �� 四二彼らは神の力をも、 四一彼らはかさねがさね神を試み、 荒野で神を悲しませたことであろうか。 go 幾たび彼らは野で神にそむき、 過ぎ去れば再び帰りこぬ風であることをす。 まんぶん かき かえるを送って彼らを滅ぼされた。 イスラエルの聖者を怒らせた。

四元神は彼らの上に激しい怒りと、 憤りと、 なみ かれ かえ まま かか かきがれ かか かきがれ ないなずまにわたされた。 留く神は彼らの家畜をひょうにわたし、

霜をもって彼らのいちじく桑の木を枯らされた。四年神はひょうをもって彼らのぶどうの木を枯らし、

彼らの魂を死から免れさせず、 五、彼らは高き所を設けて神を怒らせ、 かれたかところもう かないか 彼らを荒野で羊の群れのように導き、 まこうして神はおのれの民を羊のように引き出し、 я : 神はエジプトですべてのういごを撃ち、 そのいのちを疫病にわたされた。 но 神はその怒りのために道を設け、 刻んだ像をもって神のねたみを起した。 狂った弓のようにねじれた。 Ħt そむき去って、先祖たちのように真実を失い、 そのもろもろのあかしを守らず、 HK しかし彼らはいと高き神を試み、これにそむいて その地を分けて嗣業とし、 その右の手をもって獲たこの山に伴いこられた。 しかし海は彼らの敵をのみつくした。 彼らは恐れることがなかった。 E 彼らを安らかに導かれたので ☆☆♡ ハムの天幕で彼らの力の初めの子を撃たれた。 恨みと、悩みと、滅ぼす天使の群れとを放たれた。 イスラエルの諸族を彼らの天幕に住まわせられた。

★三 火は彼らの若者たちを焼きつくし、 その嗣 業にむかって大いなる怒りをもらされた。 \* その力をとりことならせ、 五九神は聞いて大いに怒り、 \*\*\* ユダの部族を選び、 \*\* そのあだを撃ち退け、 たるそのとき主は眠った者のさめたように、 彼らのやもめたちは嘆き悲しむことさえしなかった。 xm 彼らの祭司たちはつるぎによって倒れ、 ☆ 神はその民をつるぎにわたし その栄光をあだの手にわたされた。 シロのすまいを捨て、 \*○神は人々のなかに設けた幕屋なる。 神の愛するシオンの山を選ばれた。 \*\*\*神はヨセフの天幕をしりぞけ とこしえの恥を彼らに負わせられた。 勇士が酒によって叫ぶように目をさまして、 彼らのおとめたちは婚姻の歌を失い、 エフライムの部族を選ばず、 イスラエルを全くしりぞけられた。

とこしえに基を定められた地のように建てられた。

とこしえにお怒りになられるのですか。

いつまでなのですか。

まわりの人々に侮られ、あざけられる者となりました。

四われらは隣り人にそしられ、

\* どうか、あなたを知らない異邦人と、

あなたのねたみは火のように燃えるのですか

あなたの名を呼ばない国々の上に

あなたの怒りを注いでください。

# 第七九篇

で被らはヤコブを滅ぼし、
としているのまのあたりになして、
ななたのしもべらの流された血の報いをあるたのしもべらの流された血の報いをあるたのしまった。
「彼らの神はどこにいるのか」と。
「彼らの神はどこださい。
こ ばれかれ人の嘆きを

## 第八〇篇

しりが、聖歌隊の指揮者によってゆりの花のしらべにあわせてうたわせたアサフのあかせいが、 しょしゃ

これスラエルの牧者よ、 学の群れのようにヨセフを導かれる者よ、 学ながではない。 耳を傾けてください。 エフライム、ベニヤミン、マナセの前に 光を放ってください。 光を放ってください。 光を放ってください。 ものとに座せられる者よ、 光を放ってください。 もなたの力を振り起し、

そうすればわれらは救をえるでしょう。み顔の光を照してください。 神よ、われらをもとに返し、 まて、われらをお救いください。

四万軍の神、上よ、「当の神、上よ、」の一方軍の神、上よ、」の一方軍の神、上よ、「当がからになるのですか。
本あなたは決のパンを彼らに食わせ、「本あなたはわれらを隣り人のあざけりとし、「本あなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、「本がなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、「もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。もあなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、「あなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、「あなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、「あなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、「あなたは、れがために地を開かれたので、「本が、「本が、「本が、」「はびこりました。

□○山々はその影でおおわれ、

80

野のすべての獣はこれを食べます。

三林のいのししはこれを荒し、

聖歌隊の指揮者によってギテトのしらべにあわせてうたわせたアサフの歌

第八一篇

かえりみてください。
「木 彼らは火をもってこれを焼き、
「木 彼らは火をもってこれを焼き、
これを切り倒しました。
これを切り倒しました。
「セ しかしあなたの手をその右の手の人の上におき、みずからのために強くされた人の子の上におき、おいてください。
「木 万軍の神、主よ、われらはあなたをせい。」
「木 万軍の神、主よ、われらをもとに返し、カ顔の光を照してください。
そうすればわれらは救をえるでしょう。
そうすればわれらは救をえるでしょう。

みずからのために強くされた枝とを

あなたは外国の神を拝んではならない。
ヵあなたのうちに他の神があってはならない。 「わたしはあなたの肩から重荷をのぞき、 かたしはかしこでまだ知らなかった言葉を聞いた、 я 神が出てエジプトの国を攻められたとき、 ヤコブの神のおきてである。 <わが民よ、聞け、わたしはあなたに勧告する。 四これはイスラエルの定め、 三新月と満月とわれらの祭の日とに メリバの水のほとりで、あなたを試みた。〔セラ わたしは雷の隠れた所で、あなたに答え、 t あなたが悩んだとき、呼ばわったので あなたの手をかごから免れさせた。 良い音の琴と立琴とをかきならせ。 ニ歌をうたい、鼓を打て。 ヤコブの神にむかって喜びの声をあげよ。 イスラエルよ、あなたがわたしに聞き従うことを望む。 わたしはあなたを救った。 ヨセフのなかにこれを立てて、あかしとされた。 ラッパを吹きならせ。 ○わたしはエジプトの国から、

81

おなたをつれ出したあなたの神、主である。 あなたの口を広くあけよ、わたしはそれを満たそう。 こ しかしわが民はわたしの声に聞き従わず、 イスラエルはわたしを好まなかった。 こ それゆえ、わたしは彼らを そのかたくなな心にまかせ、 その思いのままに行くにまかせ、 その思いのままに行くにまかせた。 「国わたしはわが民のわたしに聞き従い、イスラエルのわが道に歩むことを欲する。 「国わたしはすみやかに彼らの敵を従え、わが手を彼らのあだに向けよう。」」といるではあるのあだに向けよう。 「本 わたしは麦の最も良いものをもってあなたを養い、いるとした。」といる。 かれ にない はま したが ことを 欲する にってわたしは まま したが ことを 欲する こと はま したが ことを かいま とき しょ とき しょ とき しょ いき しょ いき しょ に から こと に 恐ん であろう 」。

я 彼らは知ることなく、悟ることもなくて、

四弱い者と貧しい者を救い、

苦しむ者と乏しい者の権利を擁護せよ。『弱い者と、みなしごとを公平に扱い、『弱い者と、みなしごとを公平に扱い、

悪しき者に好意を示すのか。〔セラ

彼らを悪しき者の手から助け出せ」。

**第八二篇** 

こ「あなたがたはいつまで不正なさばきをなし、神は神々のなかで、さばきを行われる。 神は神の会議のなかに立たれる。 アサフの歌

第八三篇

へ神よ、起きて、地をさばいてください。

すべての国民はあなたのものだからです。

± しかし、あなたがたは人のように死に、

もろもろの君のひとりのように倒れるであろう」。

\*わたしは言う、「あなたがたは神だ、

地のもろもろの基はゆり動いた。

暗き中をさまよう。

あなたがたは皆いと高き者の子だ。

こ 彼らの貴人をオレブとゼエブのように、

地のために肥料となりました。10彼らはエンドルで滅ぼされ、

そのすべての君たちを

三彼らはあなたの民にむかって相ともに計ります。 「さあ、彼らを断ち滅ぼして国を立てさせず、 「さあ、彼らを断ち滅ぼして国を立てさせず、 「さあ、彼らを断ち滅ぼして国を立てさせず、 「さあ、彼らを断ち滅ぼして国を立てさせず、 「なみなはかりごとをめぐらし、

ハアッスリヤもまた彼らにくみしました。 スリシテとツロの世界などです。 モゲバルとアンモンとアマレク、 モアブとハガルびと、 モアブとハガルびと、 ロンテとツロの世界の大学に住む者とイシマエルびと、 ので表にはかり、

彼らにしてください。
ペリシテとツロの住きなん。(セラなたがミデアンにされたように、れあなたがミデアンにされたように、なあなたがミデアンにされたように、ないの子孫を助けました。(セラなどです。)

また」 で ひらを巻きあじられるもりのように オカ神は 彼らを巻きあじられるもりのよ

山を燃やす炎のように、1四 林を焼く火のように、

つむじかぜをもって彼らを恐れさせてください。

彼らに知らせてください。
全地をしろしめすいと高き者であることを
がなります。
「<主という名をおもちになるあなたのみ、

## 第八四篇

あなたのすまいはいかに麗しいことでしょう。

よそにいる千日にもまさるのです。

ではめがそのひなをいれる巣を得るように、こすずめがすみかを得、これが心とわが身は生ける神にむかって喜び歌います。これが心とわが身は生ける神にむかって喜び歌います。こわが魂は絶えいるばかりに主の大庭を慕い、

あなたの祭壇のかたわらにあなたの祭壇のかたわらにあれたの祭壇のかたわらに

常にあなたをほめたたえる人はさいわいです。〔セラ四あなたの家に住み、ひとのあなたの家に住み、からいです。〕といっている。「セラカがすまいを得させてください。

五その力があなたにあり、

\*被らはバカの役を通っても、 \*なかれがシオンの大路にある人はさいわいです。

せ彼らは力から力に進み、 また前の雨は池をもってそこをおおいます。 また前の雨は池をもってそこをおおいます。 そこを泉のある所とします。

ヤコブの神よ、耳を傾けてください。(セラハ万軍の神、主よ、わが祈をおききください。

シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。

10 あなたの大庭にいる一日は、あなたの油そそがれた者の顔をかえりみてください。あなたの油そそがれた者の顔をかえりみてください。かは、われらの盾をみそなわし、

# 第八五篇

型歌隊の指揮者によってうたわせたコラの子の歌といかによってうたわせたコラの子の歌という。 主よ、あなたはみ国にめぐみを示し、ヤコブの繁栄を回復されました。 ヤコブの繁栄を回復されました。 はらの罪をことごとくおおわれました。 はらの罪をことごとくおおわれました。 できといる からの罪をことごとくおおわれました。 できといる かんらの罪をことごとくおおわれました。 できとい のをりを捨て、 かれらに対するあなたの憤りをおやめください。 おろずよまで、あなたの怒りを延ばされるのですか。 よろずよまで、あなたの怒りを延ばされるのですか。 よろずよまで、あなたのおりを延ばされるのですか。 おのなたはとこしえにわれらを終り、 あなたの民が、あなたのおりを延ばされるのですか。 おのなたはとこしえにわれらをあり、 かわれらを再び生かされないのですか。

は主よ、あなたのいつくしみをわれらに示し、 なたの教をわれらに与えてください。 へわたしは主なる神の語られることを聞きましょう。 ならびにその心を主に向ける者に、 でいっくしみと、まこととは共に会い、 その栄光はわれらの国にとどまるでしょう。 その栄光はわれらの国にとどまるでしょう。 その栄光はわれらの国にとどまるでしょう。 まことは地からはえ、 こまことは地からはえ、 ままさとは地からはえ、 かれらの国はその産物を出し、 を表しまり、 ままない物を与えられるので、 こまが良い物を与えられるので、 ものははその産物を出し、

あなたに呼ばわるすべての者に

四あなたのしもべの魂を喜ばせてください。

主よ、わが魂はあなたを仰ぎ望みます。

三主よ、わたしをあわれんでください。

あなたはわたしの神です。

あなたに信頼するあなたのしもべをお救いください。

わたしはひねもすあなたに呼ばわります。

こわたしのいのちをお守りください。

わたしは神を敬う者だからです。

いつくしみを豊かに建い、 た主よ、わたしの悩みの日にわたしはあなたに呼ばわります。 た主よ、もろもろの神のうちにあなたに呼ばわります。 また、あなたのみわざに等しいものはありません。 また、あなたが造られたすべての国民は また、あなたが造られたすべての国民は あなたの前に来て、伏し拝み、 のあなたのみが、神で、くすしきみわざをなされます。 ただあなたのみ、神でいらせられます。

第八六篇

その足跡を道とするでしょう。

わたしは苦しみかつ乏しいからです。 - 主よ、あなたの耳を傾けて、わたしにお答えください。ダビデの襦゙

心をひとつにしてみ名を恐れさせてください。 わたしはあなたの真理に歩みます。

とこしえに、み名をあがめるでしょう。 三わが神、主よ、わたしは心をつくしてあなたに感謝し、 | わたしに示されたあなたのいつくしみは大きく、

|四神よ、高ぶる者はわたしに逆らって起り、 わが魂を陰府の深い所から助け出されたからです。

彼らは自分の前にあなたを置くことをしません。 荒ぶる者の群れはわたしのいのちを求め、 In しかし主よ、あなたはあわれみと恵みに富み、

豊かな神でいらせられます。 怒りをおそくし、いつくしみと、まこととに

あなたのはしための子をお救いください。 あなたのしもべにみ力を与え、 一つわたしをかえりみ、わたしをあわれみ

あらわしてください。

エーわたしに、あなたの恵みのしるしを

そうすれば、わたしを憎む者どもは

主よ、あなたはわたしを助け、わたしを見て恥じるでしょう。 わたしを慰められたからです

# 第八七篇

コラの子の歌、さんび

三主はヤコブのすべてのすまいにまさって こ主が基をすえられた都は聖なる山の上に立つ。

三神の都よ、あなたについて、シオンのもろもろの門を愛される。

もろもろの栄光ある事が語られる。(セラ

四わたしはラハブとバビロンを

わたしを知る者のうちに挙げる。

「この者はかしこに生れた」と言われる ペリシテ、ツロ、またエチオピヤを見よ。

**π**しかしシオンについては

「この者も、かの者もその中に生れた」と言われる。

堅く立てられるからである。 いと高き者みずからシオンを

\* 主がもろもろの民を登録されるとき、

t 歌う者と踊る者はみな言う、 「この者はかしこに生れた」としるされる。

わがもろもろの泉はあなたのうちにある」と。

86

## 第八八篇

で、み前に叫び求めます。 - わが神、主よ、わたしは昼、助けを呼び求め、 - わが神、主よ、わたしは昼、助けを呼び求め、 - わが神、主よ、わたしは昼、助けを呼び求め、 \*\*\* こり もと ひる たり よ もと しゅる たり まっしゃ かる たり よ もと しゅる たり よ もと しゅう かる たり まっと かる かま しゅ かっと かる かま しゅう アンティンのマスキールの歌

三わたしの魂は悩みに満ち、 こわたしの叫びに耳を傾けてください。 たまと、なき、かたむ たまと、なき、かたむ たまと、なき、かたむ たまと、なき、かたむ たまと、なき、かたむ たまと、なき、かたむ たまと、なき、かたむ できる、かたむ たっしいたらせ、

四わたしは穴に下る者のうちに数えられ、わたしのいのちは陰府に近づきます。

墓に横たわる殺された者のように、mすなわち死人のうちに捨てられた者のように、ヵすなわち死人のうちに捨てられた者のように、力のない人のようになりました。

なりました。あなたが再び心にとめられない者のように

木あなたはわたしを深い穴、彼らはあなたのみ手から断ち滅ぼされた者です。

もあなたの怒りはわたしの上に重く、 いいが、深い淵に置かれました。 はい所、深い淵に置かれました。 ないが、ないないで、

わたしを苦しめられました。〔セラあなたはもろもろの波をもって

このあなたは死んだ者のために
このあなたは死んだ者のために
いあなたはわが知り人をわたしから遠ざけ、
れたしを彼らの忌みきらう者とされました。
れわたしは閉じこめられて、のがれることはできません。
れわたしは閉じこめられて、のがれることはできません。
ななたにむかってわが両手を伸べました。
あなたは死んだ者のために

うな! おいま ましょうか。 きせき おいな

なき人のたましいは起きあがって

こ あなたのいつくしみは墓のなかに、あなたをほめたたえるでしょうか。(セラ

の った あなたのまことは滅びのなかに、

宣べ伝えられるでしょうか。

あなたの義は忘れの国に知られるでしょうか。これなたの奇跡は暗やみに、

あしたに、わが祈をあなたのみ前にささげます。こしかし主よ、わたしはあなたに呼ばわります。

あなたの脅しにあって衰えはてました。1まわたしは若い時から苦しんで死ぬばかりです。2まわたしは若い時から苦しんで死ぬばかりです。なぜ、わたしにみ顔を隠されるのですか。1四主よ、なぜ、あなたはわたしを捨てられるのですか。

木あなたの激しい怒りがわたしを襲い、

あなたのくすしきみわざをほめたたえさせ

わたしの知り人を暗やみにおかれました。 「< あなたは愛する者と友とをわたしから遠ざけ、「+ これらの事がひねもす大水のようにわたしをめぐり、」もこれらの事がひねもす大水のようにわたしをめぐり、あなたの恐ろしい脅しがわたしを滅ぼしました。

## 第八九篇

エズラびとエタンのマスキールの歌

- 主よ、わたしはとこしえにあなたのいつくしみを歌い、わたしの口をもってあなたのまことをよろずよに告げ知らせます。
こあなたのいつくしみはとこしえに堅く立ち、あなたのまことは天のようにゆるぐことはありません。
こあなたは言われました、「わたしはわたしの選んだ者と契約を結び、わたしのしもベダビデに誓った、わたしのしもベダビデに誓った、おうずよに至らせる』」。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』」。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの王座を建てて、よろずよに至らせる』)。(セラあなたの日はかというは、というにないない。)

聖なる者のつどいで、 動なたのまことをほめたたえさせてください。 あなたのまことをほめたたえさせてください。 たれか主と並ぶものがあるでしょうか。 だれか主のような者があるでしょうか。 だれか主のような者があるでしょうか。 だれか主のような者があるでしょうか。 だれか主のような者があるでしょうか。 たれか主のような者があるでしょうか。 たいなる恐るべき者です。 はよく、だれかあなたのように 大能のある者があるでしょうか。 たいなる恐るべき者です。 はよく、だれかあなたのように たいなる恐るべき者です。 はよく、だれかあなたのように たいなる恐るできるがあるでしょうか。 たいなる恐るべき者です。 ななたのまことは、あなたをめぐっています。 たいのある者があるでしょうか。 たいなる恐るとき、これを静められます。 その彼の起るとき、これを静められます。 そのなたはラハブを、殺された者のように打ち砕き、 あなたの敵を力ある腕をもって散らされました。 あなたの敵を力ある腕をもって散らされました。

三北と南はあなたがこれを造られました。あなたがその基をおかれたものです。世界とその中にあるものとは世界とその中にあるものとは地もまたあなたのもの、

こもろもろの天はあなたのもの、

わが腕はまた彼を強くする。 これにわが聖なる油をそそいだ。 これにわが聖なる油をそそいだ。 こっわたしはわがしもベダビデを得て、 民の中から選ばれた者を高くあげた。 - 声 昔あなたは幻をもってあなたの聖徒に告げて われらの王はイスラエルの聖者に属します。 高くあげられるでしょう。 われらの角はあなたの恵みによって あなたの義をほめたたえます。 主よ、彼らはみ顔の光のなかを歩み、 IM 祭の日の喜びの声を知る民はさいわいです。 あなたの手は強く、あなたの右の手は高く、 タボルとヘルモンは、み名を喜び歌います。 言われました、 いつくしみと、まことはあなたの前に行きます。 「わたしは勇士に栄冠を授け、 まあなたは彼らの力の栄光だからです。 |へわれらの盾は主に属し、 一、ひねもす、み名によって喜び、 □ 義と公平はあなたのみくらの基、 □あなたは大能の腕をもたれます。

三もし彼らがわが定めを犯し、 三、彼はわたしにむかい『あなたはわが父 こまわたしは彼の手を海の上におき、 わが名によって彼の角は高くあげられる。ニョわがまことと、わがいつくしみは彼と共にあり、ニョ 三敵は彼をだますことなく、 わがさばきに従って歩まないならば、三0もしその子孫がわがおきてを捨て、 こもわたしはまた彼をわがういごとし、 III わたしは彼の前にもろもろのあだを打ち滅ぼし、 三 わたしはつえをもって彼らのとがを罰し、 In わたしは彼の家系をとこしえに堅く定め、 わがいつくしみを彼のために保ち、 三かたしはとこしえに、 地の王たちのうちの最も高い者とする。 彼の右の手を川の上におく。 彼を憎む者どもを打ち倒す。 悪しき者は彼を卑しめることはない。 その位を天の日数のようにながらえさせる。 わが契約は彼のために堅く立つ。 わが神、わが救の岩』と呼ぶであろう。 わが戒めを守らないならば、

彼はその隣り人のあざけりとなりました。 そのとりでを荒れすたれさせられました。 彼の冠を地になげうって、けがされました。 En あなたはそのしもべとの契約を廃棄し、 彼に対して激しく怒られました。盆がたったりぞけ、 わたしはダビデに偽りを言わない。 m: あなたは彼のあだの右の手を高くあげ 四一そこを通り過ぎる者は皆彼をかすめ、 四〇あなたはその城壁をことごとくこわし IN しかしあなたは、あなたの油そそがれた者を 三七また月のようにとこしえに堅く定められ \*\*\* mt 彼の家系はとこしえに続き、 IN わたしはひとたびわが聖によって誓った。 わがくちびるから出た言葉を変えることはない。 IM わたしはわが契約を破ることなく、 わがまことにそむくことはない。 大空の続くかぎり堅く立つ」。(セラ

彼から取り去ることなく、

IIII しかし、わたしはわがいつくしみを

むちをもって彼らの不義を罰する。

四も主よ、人のいのちの、いかに短く、 四五あなたは彼の若き日をちぢめ、 あなたの油そそがれた者の足跡をそしります。主ま、あなたのもろもろの敵はわたしをそしり、 四 あなたは彼の手から王のつえを取り去り、 дон 主よ、あなたのしもべがうけるはずかしめを 四ヵ 主よ、あなたがまことをもってダビデに誓われた 救いうるものがあるでしょうか。〔セラ その魂を陰府の力から すべての人の子を、いかにはかなく造られたかを、 とこしえにお隠れになるのですか。 票主よ、いつまでなのですか。 恥をもって彼をおおわれました。(セラ その王座を地に投げすてられました。 彼を戦いに立たせられなかったのです。 四三 まことに、あなたは彼のつるぎの刃をかえして そのもろもろの敵を喜ばせられました。 みこころにとめてください。 みこころにとめてください。 あなたの怒りはいつまで火のように燃えるのですか 昔のいつくしみはどこにありますか。

アアメン、アアメン。 == 主はとこしえにほむべきかな。 わたしのふところにいだいているのです。 わたしはもろもろの民のそしりを

# 第九〇篇

神の人モーセの祈り

- 主よ、あなたは世々われらのすみかで - 主よ、あなたは世々われらのすみかで - 主よ、あなたは世々われらのすみかで - 主よ、あなたは世界とを造られなかったとき、 あなたがまだ地と世界とを造られなかったとき、 とこしえからとこしえまで、 あなたは神でいらせられる。 - あなたは人をちりに帰らせて言われます、 「人の子よ、帰れ」と。 での間のひと時のようです。 本がでの間のひと時のようです。 本がでの間のひと時のようです。 なたは人を大水のように流れ去らせられます。 をかればきのうのごとく、 ならはひと夜の夢のごとく、 をかれる。

> 大あしたにもえでて、栄えるが、 かってには、しおれて枯れるのです。 タベには、しおれて枯れるのです。 もなたの憤りによって滅び去るのです。 れあなたはわれらの不義をみ前におき、 われらのはた罪をみ顔の光のなかにおかれました。 われらの年の尽きるのは、ひと息のようです。 もるいは健やかであっても八十年でしょう。 もるいは健やかであっても八十年でしょう。 しかしその一生はただ、ほねおりと悩みであって、 その過ぎゆくことは速く、われらは飛び去るのです。 その過ぎゆくことは速く、われらは飛び去るのです。 だれがあなたをおそれる恐れにしたがって だれがあなたをおそれる恐れにしたがって がれました。 あなたの憤りを知るでしょうか。

|四あしたに、あなたのいつくしみをもってあなたのしもべをあわれんでください。

TE主よ、み心を変えてください。知恵の心を得させてください。

三われらにおのが日を数えることを教えて、

いつまでお怒りになるのですか。

世を終るまで喜び楽しませてください。
まあなたがわれらを苦しめられた多くの日と、われらが災にあった多くの年とに比べて、われらを楽しませてください。
たあなたのみわざを、あなたのしもべらに、あなたの栄光を、その子らにあらわしてください。あなたの栄光を、その子らにあらわしてください。あなたの栄光を、その子らにあらわしてください。あなたの栄光を、その子らにあらわしてください。かれらの手のわざを、われらの上にくだし、われらの手のわざを、われらの上にくだし、やれらの手のわざを、われらの上にください。

第九一篇

これと高きものもとにある。 三主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 三主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 三主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 三主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 三主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 の上はその羽をもって、あなたをおおわれる。 四主はその羽をもって、あなたをおおわれる。 四主はその羽をもって、あなたをおおわれる。

ヵあなたは主を避け所とし、 悪しき者の報いを見るだけである。 へあなたはただ、その目をもって見、 その災はあなたに近づくことはない。 昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。 яあなたは夜の恐ろしい物をも、 そのまことは大盾、また小盾である。 若いししと、へびとを足の下に踏みにじるであろう。 悩みはあなたの天幕に近づくことはない。 せたとい千人はあなたのかたわらに倒れ 真昼に荒す滅びをも恐れることはない。 \*また暗やみに歩きまわる疫病をも、 石に足を打ちつけることのないようにする。 あなたを守らせられるからである。 あなたの歩むすべての道で ここれは主があなたのために天使たちに命じて、 万人はあなたの右に倒れても、 □あなたはししと、まむしとを踏み、 三一彼らはその手で、あなたをささえ、 いと高き者をすまいとしたので、 四彼はわたしを愛して離れないゆえに、 災はあなたに臨まず、

かに大いなることでしょう。

わたしは彼を助けよう。 まない。なれ、とき、わたしは彼を守る。 はわが名を知るゆえに、わたしは彼に答える。 はながれたしを呼ぶとき、わたしは彼に答える。 かれない、彼に光栄を与えよう。 れたしは彼の悩みのときに、共にいて、 かれます。 かれまする。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれまする。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かれます。 かます。 かます。 のな。 かます。 もれます。 もれる。 

# 第九二篇

まなたのもろもろの思いは、いとも深く、 たいます。 まっ とことができず、 まっ まっ とことができません。 思かな者はこれを悟ることができません。 まっ とこしえに滅びに定められているのです。 で、 しかし、 まよ、 あなたの敵、 あなたのとこしえに はいる。 まま、 あなたの敵、 あなたの敵は滅び、 ないます。 まま、 あなたの敵、 あなたの敵は滅び、 ないます。 まま、 あなたの敵、 あなたの敵は滅び、 ないます。 まま、 あなたの敵、 あなたのをできる。 こっしかし、 あなたはわたしの角を のうい は必っ とことであり出しの目はわが敵の没落を見、 おたら しの目はわが敵の没落を見、 おたしの目はわが敵の没落を見、 まましい は必っ まま おしい は できる は とことである とことである は できる は がっ きま した。 まま は いっと は がっ きま は いっと は がっ きま は いっと は がっ きま は いっと できる は がっ きま した。 まま は いっと は がっ まま は いっと は がっ きま した できる は がっ きま した と すめる 悪者 どもの とことで は がっ きま は いっと は がっ きま した は がっ きま は いっと は がっ きま した。 まま は いっと は がっ きま は いっと は がっと は は いっと は がっと は は いっと は は いっと は がっと は がっと は がっと は がっと は ない と は いっと いっと は いっと いっと は いっと いっと は いっと いっと は いっと いっと は は は いっと は は は いっと は は いっと は は は いっと は は は は いっと は は いっと は は いっ

いつも生気に満ち、青々として、「四彼らは年老いてなお実を結び、「四彼らは年老いてなお実を結び、からの神の大庭に栄えます。

レバノンの香柏のように育ちます。

三正しい者はなつめやしの木のように栄え、

|=|彼らは主の家に植えられ、

あなたの家にふさわしいのです。

聖なることはとこしえまでも

я あなたのあかしはいとも確かです。

海の大波にまさって盛んです。タネル ホホホムスス

### 第九三篇

主は王となり、

主はわが岩です。 - 五主の正しいことを示すでしょう。 主には少しの不義もありません。

主は衣をまとい、力をもって帯とされます。威光の衣をまとわれます。 その勢いは多くの水のとどろきにまさり、四主は高き所にいらせられて、 <民のうちの鈍き者よ、悟れ。ヤコブの神は悟らない」と。 みなしごを殺します。 罰することをしないだろうか あなたの嗣業を苦しめます。 目を造った者は見ることをしないだろうか。

大水はそのとどろく声をあげます。

大水はその声をあげました。 三主よ、大水は声をあげました。 動かされることはありません。 まことに、世界は堅く立って、世界は堅く立って、

あなたはとこしえよりいらせられます。

## 第九四篇

= 地をさばかれる者よ、 あだを報いられる神よ、 あだを報いられる神、 光を放ってください。

三主よ、悪しき者はいつまで、 立って高ぶる者にその受くべき罰をお与えください。

四彼らは高慢な言葉を吐き散らし、悪しき者はいつまで勝ち誇るでしょうか。

ョ主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、 なった。 なった。 なった。 すべて不義を行う者はみずから高ぶります。

\* 彼らはやもめと旅びとのいのちをうばい、

±彼らは言います、「主は見ない、

ヵ耳を植えた者は聞くことをしないだろうか、愚かな者よ、いつ賢くなるだろうか。

10もろもろの国民を懲らす者は

だれがわたしのために立って、 悪しき者を責めるだろうか。 悪しき者のために穴が掘られるまで あなたの慰めはわが魂を喜ばせます。 わたしをささえられました。 主よ、あなたのいつくしみは 不義を行う者を責めるだろうか。 すべて心の正しい者はそれに従うでしょう。 その嗣業を見捨てられないからです。 四主はその民を捨てず、 その人に平安を与えられます。 III あなたはその人を災の日からのがれさせ あなたのおきてを教えられる人はさいわいです。 三主よ、あなたによって懲らされる人、 わが魂はとくに音なき所に住んだであろう。 |五さばきは正義に帰り、 こもしも主がわたしを助けられなかったならば、 |ヵわたしのうちに思い煩いの満ちるとき、 「<しかし「わたしの足がすべる」と思ったとき、 「☆だれがわたしのために立ちあがって」

こ主は人の思いの、むなしいことを知られる。

人を教える者は知識をもたないだろうか。

## 第九五篇

### 第九六篇

- 新しい歌を主にむかってうたえ。

彼らはわが安息に入ることができないと誓った。 IOわたしは四十年の間、その代をきらって言った、わたしを試み、わたしをためした。 へあなたがたは、メリバにいた時のように、 わたしの道を知らない」と。 わたしのわざを見たにもかかわらず、 ヵの時、あなたがたの先祖たちは せんぞ 心をかたくなにしてはならない。 また荒野のマッサにいた日のように、 きょう、そのみ声を聞くように。 どうか、あなたがたは、 われらはその牧の民、そのみ手の羊である。 ± 主はわれらの神であり、 われらの造り主、主のみ前にひざまずこう。 六さあ またそのみ手はかわいた地を造られた。 こそれゆえ、わたしは憤って、 彼らは心の誤っている民であっている。 われらは拝み、ひれ伏し、

力と、うるわしさとはその聖所にある。

せもろもろの民のやからよ、主に帰せよ、

大 誉と、威厳とはそのみ前にあり、
はまれ、いげん
はまれる。

しかし主はもろもろの天を造られた。 もろもろの民のすべての神はむなしい。もろもろの神にまさって恐るべき者である。

栄光と力とを主に帰せよ。

四主は大いなる神であって、いともほめたたうべきもの、

もろもろの民の中にそのくすしきみわざをあらわせ。

= もろもろの国の中にその栄光をあらわし、

= 主にむかって歌い、そのみ名をほめよ。

日ごとにその救を宣べ伝えよ。

全地よ、主にむかってうたえ。

よろずの民はその栄光を見た。

### 第九七篇

そのまわりのあだを焼きつくす。 ことは王となられた。地は楽しみ、 こ雲と暗やみとはそのまわりにあり、 まと正とはそのみくらの基である。 かはそのみ前に行き、

本もろもろの天はその義をあらわし、 を地の主のみ前に、ろうのように溶けた。 全地の主のみ前に、ろうのように溶けた。 を み は しゅ か まだ でん か は 見ておののく。

せすべて刻んだ像を拝む者、
はずかしめをうける。
いまと、あなたのさばきのゆえに、
・主よ、あなたは全地の上にいまして、いと高く、
・主よ、あなたは全地の上にいまして、いと高く、
・主よ、あなたは全地の上にいまして、いと高く、
・さらもろの神にまさって大いにあがめられます。
・これを悪しき者の手から助け出される。
・さだは心の正しい者のために現れ、
・まだした。
・さだは心の正しい者のためにあらわれる。
・言正しき人よ、主によって喜べ、
・さだいなるみ名に感謝せよ。
その聖なるみ名に感謝せよ。

### 第九八篇

歌き

おのれのために勝利を得られた。
主はくすしきみわざをなされたからである。
主はくすしきみわざをなされたからである。

## 第九九篇

一主は王となられた。

三主はその勝利を知らせ、 こまはその勝利を知らせ、 こまはそのいつくしみと、まこととを 「世々もちもろのはては、われらの神の勝利を見た。 四全地よ、主にむかって覚えられた。 「世々も、主にむかって覚えられた。 「世々も、主にむかって喜ばしき声をあげよ。 声を放って喜び歌え、ほめうたえ。 「ことと歌の声をもってほめうたえ。

主は義をもって世界をさばき、
れ主は地をさばくために来られるからである。
もろもろの山は共に主のみ前に喜び歌え。

公平をもってもろもろの民をさばかれる。

生はケルビムの上に座せられる。生はケルビムの上に座せられる。もろもろの民はおののけ。

地は震えよ。

三 彼らはあなたの大いなる恐るべきみ名を まはもろもろの民の上に高くいらせられる。 こ 主はシオンにおられてより ながれる。

主は聖でいらせられる。ほめたたえるであろう。

堅く公平を立て、ヤコブの中に正と義とを行われた。かた こうへい たな なか せい ぎ きこな かた こうへい た であり、公義を愛する者であるあなたは こうに しょくしょうき

その足台のもとで拝みまつれ。まわれらの神、主をあがめ、

主は聖でいらせられる。その足台のもとで拝みまつ

そのみ名を呼ぶ者の中にサムエルもあった。 <の祭司の中にモーセとアロンとがあった。

せ主は雲の柱のうちで彼らに語られた。彼らが主に呼ばわると、主は答えられた。

ダビデの歌

第一〇一篇

われらの神、主は聖でいらせられるからである。ヵわれらの神、主をあがめ、その聖なる山で拝みまつれ。

## <del>ター</del>〇〇篇

感謝の供え物のための歌に ・全地よ、といって喜ばしき声をあげよ。 ・全地よ、主にむかって喜ばしき声をあげよ。 ・ さご きびをもって主に仕えよ。 こ 喜びをもって主に仕えよ。 こ 喜びをもって主に仕えよ。 こ 主こそ神であることを知れ。 われらを造られたものは主であって、 われらはその民、その牧の羊である。 かんしまのものである。 をがしまのものである。 をがしまのものである。 をがしまいまであって、 のは、その牧の羊である。 をがしまいまであって、 をがしまいまであって、 をがしまいまであって、 をがしまいまであって、 をがしまいまである。 をがしまいまでものまたえつつ、その内に入り、 といまいまでものまたえつつ、そのみ名をほめまつれ。 といまいまでものまたとはよろず代に及ぶからである。

わたしは滅ぼします。

エわたしはいつくしみと公義について歌います。 ニわたしは全き道に心をとめます。 こわたしは全き道に心をとめます。 こわたしは自の前に卑しい事を置きません。 かたしは目の前に卑しい事を置きません。 やれはわたしに付きまといません。 それはわたしに付きまといません。 わたしは悪い事を知りません。 わたしは悪い事を知りません。

へわたしは朝ごとに国の悪しき者を偽りを言う者はわが目の前に立つことができません。

わが家のうちに住むことができません。

不義を行う者をことごとく主の都から断ち除きます。ふぎ、おこなもの

## 第一〇二篇

苦しむ者が思いくずおれてその嘆きを主のみ前に注ぎ出すときの祈え。 ≡わたしの日は煙のように消え、 わが呼ばわる日に、すみやかにお答えください。 ヵわたしは灰をパンのように食べ、 屋根にひとりいるすずめのようです。 \*わたしは荒野のはげたかのごとく わたしの飲み物に涙を交えました。 わたしをあざける者はわが名によってのろいます。 へわたしの敵はひねもす、わたしをそしり、 せわたしは眠らずに 荒れた跡のふくろうのようです。 わたしの骨はわたしの肉に着きます。 вわが嘆きの声によって わたしはパンを食べることを忘れました。 四わたしの心は草のように撃たれて、しおれました。 わたしの骨は炉のように燃えるからです。 あなたの耳をわたしに傾け、 わたしの叫びをみ前に至らせてください。 - 主よ、わたしの祈をお聞きください。

> これはシオンを恵まれる時であり、 その栄光をもって現れ 二六主はシオンを築き、 地のもろもろの王はあなたの栄光を恐れるでしょう。 そのちりをさえあわれむのです。 そのみ名はよろず代に及びます。 定まった時が来たからです。 わたしは草のようにしおれました。 こわたしのよわいは夕暮の日影のようです。 あなたはわたしをもたげて投げすてられました。 〒 乏しい者の祈をかえりみ、 これもろもろの国民は主のみ名を恐れ、 I四あなたのしもべはシオンの石をも喜び、 □ あなたは立ってシオンをあわれまれるでしょう。 三しかし主よ、あなたはとこしえにみくらに座し、 |〇これはあなたの憤りと怒りのゆえです。

「t 主はその聖なる高き所から見おろし、
に 乏しい者の祈をかえりみ、
これ きたるべき代のために、この事を書きしるしましょう。
これ きたるべき代のために、この事を書きしるしましょう。
これ きためたたえるでしょう。
ないからです。

天から地を見られた。

わたしを取り去らないでください。どうか、わたしのよわいの半ばで 三人々がシオンで主のみ名をあらわし、 三のわたしは言いました、「わが神よ、 III 主はわたしの力を中途でくじき、 ともに集まって、主に仕えるでしょう。 三ろあなたのしもべの子らは安らかに住み あなたのよわいは終ることがありません。 ニモしかしあなたは変ることなく、 これらは過ぎ去ります。 あなたがこれらを上着のように替えられると、 これらはみな衣のように古びるでしょう。 しかしあなたは長らえられます。 二、これらは滅びるでしょう。 天もまたあなたのみ手のわざです。 Im あなたはいにしえ、地の基をすえられました。 あなたのよわいはよろず代に及びます」と。 わたしのよわいを短くされました。 三その時もろもろの民、もろもろの国は エルサレムでその誉をあらわすためです。

その子孫はあなたの前に堅く立てられるでしょう。

## 第一〇三篇

死に定められた者を解き放ち、

このこれは捕われ人の嘆きを聞き、

\* 主はすべてしえたげられる者のためにこうしてあなたは若返って、わしのように新たになる。 四あなたのいのちを墓からあがないいだし、 三主はあなたのすべての不義をゆるし、 = わがたましいよ、主をほめよ。 **π** あなたの生きながらえるかぎり、 そのすべてのめぐみを心にとめよ。 その聖なるみ名をほめよ。 おのれのしわざをイスラエルの人々に知らせられた。 ± 主はおのれの道をモーセに知らせ、 良き物をもってあなたを飽き足らせられる。 いつくしみと、あわれみとをあなたにこうむらせ、 あなたのすべての病をいやし、 わがうちなるすべてのものよ 正義と公正とを行われる。 一わがたましいよ、主をほめよ。 主はあわれみに富み、めぐみふかく

かれらのちりであることを こもしかし主のいつくしみは、とこしえからとこしえまで、 == 東が西から遠いように、 ヵ主は常に責めることをせず その命令を心にとめて行う者にまで及ぶ。 |へその契約を守り、 主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に及び、 その場所にきいても、もはやそれを知らない。 その栄えは野の花にひとしい。 - 五人は、そのよわいは草のごとく、 覚えていられるからである。 Im 主はわれらの造られたさまを知り、 主はおのれを恐れる者をあわれまれる。 三くがその子供をあわれむように、 主はわれらのとがをわれらから遠ざけられる。 主がおのれを恐れる者に賜わるいつくしみは大きい、 こ 天が地よりも高いように、 われらの不義にしたがって報いられない。 10主はわれらの罪にしたがってわれらをあしらわず、 また、とこしえに怒りをいだかれない。 | 六風がその上を過ぎると、うせて跡なく、

> これ 主はその玉座を天に堅くすえられ、 そのまつりごとはすべての物を統べ治める。 この 主の使たちよ、 そのみ言葉の声を聞いて、これを行う勇士たちよ、 主をほめまつれ。 ここ そのすべての万軍よ、 ここ 主が造られたすべての物よ、 といっとは、これを行う勇士たちよ、主をほめよのよったで、これを行う勇士たちよ、主をほめよ。

怒ること遅く、いつくしみ豊かでいらせられる。

## 一〇四篇

- わがたましいよ、主をほめよ。
- わが神、主よ、あなたはいとも大いにして

\*\*\* いけん
\*\*\*

= すなわち人の心を喜ばすぶどう酒 三空の鳥もそのほとりに住み、 それを山々の間に流れさせ、 ハ山は立ちあがり、 せあなたのとがめによって水は退き、 その顔をつややかにする油 また人のためにその栽培する植物を与えて、 地はあなたのみわざの実をもって満たされる。 I あなたはその高殿からもろもろの山に水を注がれる。 こずえの間にさえずり歌う。 野のろばもそのかわきをいやす。 一野のもろもろの獣に飲ませられる。 再び地をおおうことのないようにされた。 ヵあなたは水に境を定めて、これを越えさせず、 ��� デャ ド ド 谷はあなたが定められた所に沈んだ。 あなたの雷の声によって水は逃げ去った。 水はたたえて山々の上を越えた。 \*あなたはこれを衣でおおうように大水でおおわれた。 □のあなたは泉を谷にわき出させ、 四あなたは家畜のために草をはえさせ、 いら食物を出させられる。

とこしえに動くことのないようにされた。

三日が出ると退いて、その穴に寝る。 このあなたは暗やみを造って夜とされた。 人の心を強くするパンなどである。 こまかしこに大いなる広い海がある。 三四主よ、あなたのみわざはいかに多いことであろう。 ニニ人は出てわざにつき、その勤労は夕べに及ぶ。 三 若きししはほえてえさを求め、神に食 物を求める。 豊かに潤され、 云そこに舟が走り、 その中に無数のもの、大小の生き物が満ちている。 地はあなたの造られたもので満ちている。 その時、林の獣は皆忍び出る。 | 木主の木と、主がお植えになったレバノンの香柏とは あなたはこれらをみな知恵をもって造られた。 日はその入る時を知っている。 岩は岩だぬきの隠れる所である。 こうのとりはもみの木をそのすまいとする。 In あなたは月を造って季節を定められた。 こも鳥はその中に巣をつくり、 |八高き山はやぎのすまい、

ニーー 彼らは皆あなたが時にしたがって

あなたが造られたレビヤタンはその中に戯れる。

彼らは死んでちりに帰る。
おなたが彼らの息を取り去られると、 In あなたがみ顔を隠されると、彼らはあわてふためく。 あなたが手を開かれると、彼らは良い物で満たされる。 三、あなたがお与えになると、彼らはそれを集める。 食物をお与えになるのを期待している。

三 どうか、主の栄光がとこしえにあるように。 三主が地を見られると、地は震い、 主がそのみわざを喜ばれるように。 あなたは地のおもてを新たにされる。

IIO あなたが霊を送られると、彼らは造られる。

IIII わたしは生きるかぎり、主にむかって歌 ながらえる間はわが神をほめ歌おう。

山に触れられると、煙をいだす。

IM どうか、わたしの思いが主に喜ばれるように。

主をほめたたえよ。わがたましいよ、主をほめよ。 悪しき者が、もはや、 In どうか、罪びとが地から断ち滅ぼされ わたしは主によって喜ぶ。 いなくなるように。

### 第 一〇五篇

ニ主にむかって歌え、主をほめうたえ、 そのすべてのくすしきみわざを語れ。 そのみわざをもろもろの民のなかに知らせよ。 - 主に感謝し、そのみ名を呼び、

四主とそのみ力とを求めよ、 三その聖なるみ名を誇れ。 主を尋ね求める者の心を喜ばせよ。

HA そのしもベアブラハムの子孫よ、 つねにそのみ顔を尋ねよ。

その選ばれた者であるヤコブの子らよ、

その奇跡と、そのみ口のさばきとを心にとめよ。 主のなされたくすしきみわざと、

t 彼はわれらの神、主でいらせられる。

これはよろず代に命じられたみ言葉であって、 <主はとこしえに、その契約をみこころにとめられる。 そのさばきは全地にある。

ヵアブラハムと結ばれた契約、 type
なす イスラエルのために、とこしえの契約として イサクに誓われた約束である。 ○ 主はこれを堅く立てて、ヤコブのために定めとし、

」れ彼の言葉の成る時まで、 彼の首は鉄の首輪にはめられ、 三 王はその家のつかさとして 民のつかさは彼に自由を与えた。 この王は人をつかわして彼を解き放ち、 主のみ言葉が彼を試みた。 「、彼の足は足がせをもって痛められ、 すなわち売られて奴隷となったヨセフである。 1ヵまた彼らの前にひとりをつかわされた。 人のつえとするパンをことごとく砕かれた。 わが預言者たちに害を加えてはならない」と。 さわってはならない、 Im言われた、「わが油そそがれた者たちに 彼らのために王たちを懲しめて、 この国から他の民へ行った。 二 主はききんを地に招き、 |四主は人の彼らをしえたげるのをゆるさず、

> In 主は彼らの水を血に変らせて、その魚を殺された。 三主が言われると、はえの群れがきたり、 王の寝間にまではいった。 IIO 彼らの国には、かえるが群がり、 三、主は暗やみをつかわして地を暗くされた。 ニモ彼らはハムの地で主のしるしと、 そのお選びになったアロンとをつかわされた。 三、主はそのしもベモーセと、 そのしもべたちを悪賢く扱わせられた。 三五主は人々の心をかえて、その民を憎ませ、 三四主はその民を大いに増し加え、 ヤコブはハムの地に寄留した。 三一その時イスラエルはエジプトにきたり、 三その心のままに君たちを教えさせ、 その所有をことごとくつかさどらせ、 しかし彼らはそのみ言葉に従わなかった。 奇跡とを彼らのうちにおこなった。 これをそのあだよりも強くされた。 長老たちに知恵を授けさせた。

その所で旅びととなり、

三この国からかの国へ行き、

三このとき彼らの数は少なくて、数えるに足らず、

あなたがたの受ける嗣業の分け前とする」と。

三主は雨にかえて、ひょうを彼らに与え、

ぶよが国じゅうにあった。

きらめくいなずまを彼らの国に放たれた。

四 主が岩を開かれると、水がほとばしり出て、天から、かてを豊かに彼らに与えられた。 四三こうして主はその民を導いて喜びつつ出て行かせ、 四つまた彼らの求めによって、うずらを飛びきたらせ、 En 主は雲をひろげておおいとし、 その部族のうちに、ひとりの倒れる者もなかった。 彼らのすべての力の初めを撃たれた。 その選ばれた民を導いて歌いつつ出て行かせられた。 そのしもベアブラハムを覚えられたからである。 mu これは主がその聖なる約束と、 かわいた地に川のように流れた。 夜は火をもって照された。 三へエジプトは彼らの去るのを喜んだ。 Et そして金銀を携えてイスラエルを出て行かせられた。 in 主は彼らの国のすべてのういごを撃ち、 その地の実を食いつくした。 In 彼らの国のすべての青物を食いつくし、

三四主が言われると、いなごがきたり

彼らの国のもろもろの木を折り砕かれた。

== 主は彼らのぶどうの木と、いちじくの木とを撃ち、

無数の若いいなごが来て、

# 第一〇六篇

・主をほめたたえよ。
・主をほめたたえよ。
・主をほめたたえよ。
・主に感謝せよ、主は恵みふかく、
このいつくしみはとこしえに絶えることがない。
そのいっくしみはとこしえに絶えることができようか。
この書をことごとく言いあらわすことができようか。
この正を守る人々、常に正義を行う人はさいわいである。
国主よ、あなたがその民を恵まれるとき、
わたしを覚えてください。
あなたが彼らを救われるとき、
わたしを助けてください。
あなたが彼らを救われるとき、
あなたが彼らを救われるとき、
あなたの国民の喜びをよろこび、
あなたの国民の喜びをよろこび、
あなたの国民の喜びをよろこび、
あなたの国民の喜びをよろこび、
あなたの国民の喜びをよろこが、
あなたの国民の喜びをよろこが、
あなたの国民の喜びをよろこが、
あなたの国民の喜びをよろこが、
あなたの国民の喜びをよろこが、
あなたの国民の喜びをよろこが、
あなたの国民の喜びをよろこが、
またないできるでしょう。

彼らを導いて荒野を行くように、淵を通らせられた。れ主は紅海をしかって、それをかわかし、み名のために彼らを救われた。 紅海で、いと高き神にそむいた。 -- 水が彼らのあだをおおったので、 ハけれども主はその大能を知らせようと、 彼らのうちに病気を送って、やせ衰えさせられた。 がれているできょうであるものを与えられたが、「五主は彼らにその求めるものを与えられたが、 荒野で神を試みた。 その勧めを待たず、 その誉を歌った。 II このとき彼らはそのみ言葉を信じ、 そのうち、ひとりも生き残った者はなかった。 敵の力からあがなわれた。 10こうして主は彼らをあだの手から救い、 あなたのくすしきみわざに心を留めず、 ±われらの先祖たちはエジプトにいたとき、 われらは不義をなし、悪しきことを行った。 四野でわがままな欲望を起し、 □しかし彼らはまもなくそのみわざを忘れ、 ス人々が宿営のうちでモーセをねたみ

破れ口で主のみ前に立ち、しかし主のお選びになったモーセは 炎は悪しき者を焼きつくした。 三のそれゆえ、主は彼らを滅ぼそうと言われた。 紅海のほとりで恐るべき事をなされたいムの地でくすしきみわざをなし、 三三被らは、エジプトで大いなる事をなし、 鋳物の像を拝んだ。 主の聖者アロンをねたんだとき、 彼らを荒野で倒れさせ、 ニ それゆえ、主はみ手をあげて、彼らに誓い、 Im またその天幕でつぶやき、 In 彼らは麗しい地を侮り、主の約束を信ぜず、 救主なる神を忘れた。 草を食う牛の像と取り替えた。 この彼らは神の栄光を 主のみ声に聞き従わなかった。 み怒りを引きかえして、滅びを免れさせた。 In 彼らはホレブで子牛を造り、 アビラムの仲間をおおった。 17.火はまたこの仲間のうちに燃え起り、 17.火はまたこの仲間のうちに燃え起り、 - セ地が開けてダタンを飲み、

こうして国は血で汚された。

彼らのうちに疫病が起った。 IIO その時ピネハスが立って仲 裁にはいったので、 ニホ 彼らはそのおこないをもって主を怒らせたので、 死んだ者にささげた、いけにえを食べた。 三、また彼らはペオルのバアルを慕って、 もろもろの地に彼らをまき散らそうとされた。 これまたその子孫を、もろもろの国民のうちに追い散らし、

疫病はやんだ。

とこしえに義とされた。 三これによってピネハスはよろず代まで、

モーセは彼らのために災にあった。 EII 彼らはまたメリバの水のほとりで主を怒らせたので

彼がそのくちびるで軽率なことを言ったからである。 □□ これは彼らが神の霊にそむいたとき、

三m かえってもろもろの国民とまじって ■破らは主が命じられたもろもろの民を滅ぼさず、

そのわざにならい、

そのむすこ、娘たちの血を流した。 ■< 罪のない血、すなわちカナンの偶像にささげた。</p> Et 彼らはそのむすこ、娘たちを悪霊にささげ、 三、自分たちのわなとなった偶像に仕えた。

> その嗣業を憎んで、 go それゆえ、主の怒りがその民にむかって燃え、 そのおこないによって姦淫をなした。 En このように彼らはそのわざによっておのれを汚し、

四一彼らをもろもろの国民の手にわたされた。 彼らはおのれを憎む者に治められ、

四三その敵にしえたげられ

四三主はしばしば彼らを助けられたが、 その力の下に征服された。

その不義によって低くされた。彼らははかりごとを設けてそむき、

その悩みをかえりみ、 図M それにもかかわらず、主は彼らの叫びを聞かれたとき、

四日その契約を彼らのために思い出し、

四六彼らをとりこにした者どもによって、 そのいつくしみの豊かなるにより、 みこころを変えられ、

われらはあなたの聖なるみ名に感謝し、 もろもろの国民のなかから集めてください。 gut われらの神、主よ、われらを救って、 あわれまれるようにされた。

あなたの誉を誇るでしょう。

第 〇七篇 主をほめたたえよ。 すべての民は「アアメン」ととなえよ。 とこしえからとこしえまでほむべきかな。 四ハイスラエルの神、

「主に感謝せよ、

主は恵みふかく、

四彼らは人なき荒野にさまよい、東、西、北、南から彼らを集められた。 三主にあがなわれた者は言え。 三もろもろの国から、 主は彼らを悩みからあがない、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と、

\*被らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、 その魂は彼らのうちに衰えた。

^どうか、彼らが主のいつくしみと **t住むべき町に行き着くまで、まっすぐな道に導かれた。** 

π彼らは飢え、またかわき、 住むべき町にいたる道を見いださなかった。 † 人の子らになされたくすしきみわざとのために、 主は彼らをその悩みから助け出し、

> ヵ主はかわいた魂を満ち足らせ、 苦しみと、くろがねに縛られた者、 飢えた魂を良き物で満たされるからである。 主に感謝するように。

こ彼らは神の言葉にそむき、 三主は重い労働をもって彼らの心を低くされた。 いと高き者の勧めを軽んじたので、

主は彼らをその悩みから救い、 三彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので 

そのかせをこわされた。 |四暗黒と深いやみから彼らを導き出して、

人の子らになされたくすしきみわざとのために、 | 虽どうか、彼らが主のいつくしみと、

主に感謝するように。 その不義のゆえに悩んだ。 鉄の貫の木を断ち切られたからである。 こもある者はその罪に汚れた行いによって病み、 「<主は青銅のとびらをこわし、

「 ~ 彼らはすべての食 物をきらって

三0 こうして彼らは波の静まったのを喜び、

これ彼らは天にのぼり、淵にくだり、 こ五主が命じられると暴風が起って、 ほう 喜びの歌をもって、そのみわざを言いあらわすように。 三彼らが感謝のいけにえをささげ、 人の子らになされたくすしきみわざとのために、 三四主のみわざを見、 主に感謝するように。 彼らを滅びから助け出された。 海の波は穏やかになった。 ニホ 主があらしを静められると、 主は彼らをその悩みから救い出された。 三、彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、 よろめいて途方にくれる。 こせ酔った人のようによろめき、 悩みによってその勇気は溶け去り、 また深い所でそのくすしきみわざを見た。 III 舟で海にくだり、 三どうか、彼らが主のいつくしみと、 こっそのみ言葉をつかわして、彼らをいやし、 主は彼らをその悩みから救い、 In 彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、 大海で商売をする者は、 海の波をあげた。

三 さは川を野に変らせ、 長 老の会合で主をほめたたえるように。 長 の会合で主をほめたたえるように。 をようぞう かにさ しゅうかい 主に感謝するように。 人の子らになされたくすしきみわざとのために、 go 主はもろもろの君に侮りをそそぎ、 三< 主が彼らを祝福されたので彼らは大いにふえ、 りょうか。 かれ しゅくぶく こうして彼らはその住むべき町を建て、 In 主は野を池に変らせ、かわいた地を泉に変らせ、 IM 肥えた地をそれに住む者の悪のゆえに 泉をかわいた地に変らせ、 En 彼らがしえたげと、悩みと、悲しみとによって その家畜の減るのをゆるされなかった。 多くの収穫を得た。 Et 畑に種をまき、ぶどう畑を設けて はたけ たね はたけ もう 三、飢えた者をそこに住まわせられる。 塩地に変らせられる。 三とうか、彼らが主のいつくしみと、 主は彼らをその望む港へ導かれた。 減り、かつ卑しめられたとき、

四1 しかし主は貧しい者を悩みのうちからあげて、道なき荒れ地にさまよわせられた。雲の 主はもろもろの君に侮りをそそぎ、四0 主はもろもろの君に侮りをそそぎ、

主のいつくしみをさとるようにせよ。
四三 すべて賢い者はこれを見て喜び、
もろもろの不義はその口を閉じた。
もろもろの不義はその口を閉じた。

## 第一〇八篇

ダビデの歌、さんび ・神よ、わが心は定まりました。 ・神よ、わが心は定まりました。 わか心は定まりました。 わたしは歌い、かつほめたたえます。 やなましない、かつほめたたえます。 をできょ、きぬよ。 こ立琴よ、琴よ、さめよ。 こ立琴よ、わたしはもろもろの民の中であなたに感謝し、 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 もろもろの国の中であなたをほめたたえます。 あなたのまことは雲にまで及ぶ。 あなたのまことは雲にまで及ぶ。 あなたのまたの景であるために、 あなたのまたのまであばた。 あなたのまであるために、 あなたのまであるたの景で、天にまでおよび あなたのまで、大きない。 あなたのまである者が助けを得るために、

人の助けはむなしいからです。

われらのあだを踏みにじる者は神だからです。これのは神によって勇ましく働きます。

神よ、あなたはわれらの軍勢と共に出て行かれません。 だれがわたしをエドムに導くであろうか。 ヵモアブはわたしの足だらい ユダはわたしのつえである。 ハギレアデはわたしのもの、 セ神はその聖所で言われた、 わたしに答えてください。 右のみ手をもって救をほどこし、 三われらに助けを与えて、あだにむかわせてください。 二神よ、あなたはわれらを捨てられたではありませんか。 ペリシテについては、かちどきをあげる」。 エフライムはわたしのかぶと、 マナセもわたしのものである。 スコテの谷を分かち与えよう。 「わたしは大いなる喜びをもってシケムを分かち、 | ○ だれがわたしを堅固な町に至らせるであろうか。 エドムにはわたしのくつを投げる。

その荒れたすまいから追い出させてください。

## 第一〇九篇

聖歌隊の指揮者によってうたわせたダビデの歌 まからは悪をもってわが善に報い、 まないまでもってわが善に報い、 いれしわたしは彼らのために祈ります。 ヵその子らをみなしごにし、 t 彼がさばかれるとき、彼を罪ある者とし 六彼の上に悪しき人を立て、 四彼らはわが愛にむくいて、わたしを非難します。 その妻をやもめにしてください。 その財産をほかの人にとらせ、 ^ その日を少なくし、 その祈を罪に変えてください。 恨みをもってわが愛に報いるのです。 ゆえなくわたしを攻めるのです。 三恨みの言葉をもってわたしを囲み、 ニ彼らは悪しき口と欺きの口をあけて、わたしにむかい。 訴える者に彼を訴えさせてください。 偽りの舌をもってわたしに語り、 □ その子らを放浪者として施しをこわせ、 わたしのほめたたえる神よ、もださないでください。

彼は恵むことを喜ばなかった。からいを彼に臨ませてください。 こ被が持っているすべての物を債主に奪わせ、 恵みを彼から遠ざけてください。 心の痛める者を殺そうとしたからです。 かえって貧しい者、乏しい者を責め、 彼の記憶を地から断ってください。 その母の罪を消し去らないでください。 その名を次の代に消し去ってください。 その勤労の実をほかの人にかすめさせてください。 常に締める帯のようにならせてください。 のろいを水のようにその身にしみこませ |も彼はのろうことを好んだ。 I 五 それらを常に主のみ前に置き、 またそのみなしごをあわれむ者もなく、 三 彼にいつくしみを施す者はひとりもなく In またそれを自分の着る着物のようにならせ、 「ハ彼はのろいを衣のように着た。 | 大これは彼がいつくしみを施すことを思わず、 四その父たちの不義は主のみ前に覚えられ 三その子孫を絶えさせ、 油のようにその骨にしみこませてください。

彼らに知らせてください。あなたがそれをなされたことを、 三わたしは貧しく、かつ乏しいのです。 IK わが神、主よ、わたしをお助けください。 In わたしは彼らにそしられる者となりました。 三、彼らはのろうけれども、あなたは祝福されます。 三、主よ、これがあなたのみ手のわざであること、 わたしをお救いください。 あなたのいつくしみにしたがって 彼らはわたしを見ると、頭を振ります。

紫 わたしの肉はやせ衰え、 Imわたしのひざは断食によってよろめき 三 わたしは夕日の影のように去りゆき わたしの心はわがうちに傷ついています。 わたしをお助けください。 あなたのいつくしみの深きにより、 あなたはみ名のために、わたしを顧みてください。 三しかし、わが主なる神よ、 主からうける報いとしてください。 わたしに逆らって悪いことを言う者の いなごのように追い払われます。

> わたしを攻める者をはずかしめ、 あなたのしもべを喜ばせてください。 これわたしを非難する者にはずかしめを着せ、 おのが恥を上着のようにまとわせてください。 おのが恥を上着のようにまとわせてください。 このわたしはわが口をもって大いに主に感謝し、 多くの人のなかで主をほめたたえます。 ここ 主は貧しい者の右に立って、 のようとする者からです。

このこれがわたしを非難する者と、

## 第一一〇篇

四主は誓いを立てて、み心を変えられることはない、四主は誓いを立てて、み心を変えられることはない、国主は哲いを立てて、み心を変えられることはない、五主はあなたの者におられて、五主はあなたの者におられて、五主はあなたの者におられて、これがある。本語はもろもろの国のなかでさばきを行い、しかばねをもって満たし、しかばねをもって満たし、はい地を治める首領たちを打ち破られる。本語は道のほとりの川からくんで飲み、それによって、そのこうべをあげるであろう。それによって、そのこうべをあげるであろう。

## 第一一一篇

> 主は恵みふかく、あわれみに満ちていられる。 主は恵みふかく、あわれみに満ちていられる。 その契約をとこしえに心にとめられる。 その契約をとこしえに心にとめられる。 さはもろもろの国民の所領をその民に与えて、 みわざの力をこれにあらわされた。 すべてのさとしは確かである。 へこれらは世々かぎりなく堅く立ち、 を記するの民にあがないを施し、 をの契約をとこしえに立てられた。 これを行う者はみな良き悟りを得る。 これを行う者はみな良き悟りを得る。 これを行う者はみな良き悟りを得る。 というとなない。 これを行う者はみな良き悟りを得る。 というとなない。 これを行う者はみな良き悟りを得る。

## ——二篇

こその子孫は地において強くなり、大いに喜ぶ人はさいわいである。主をおそれて、そのもろもろの戒めを主をおそれて、そのもろもろの戒めを「主をほめたたえよ。

三繁栄と富とはその家にあり、正しい者のやからは祝福を得る。正しい者のやからは祝福を得る。

本正しい人は決して動かされることなく ы 恵みを施し、 主は恵み深く、 とこしえに覚えられる。 その事を正しく行う人はさいわいである。 四光は正しい者のために暗黒の中にもあらわれる。 その義はとこしえに、うせることはない。 貸すことをなし、 あわれみに満ち、正しくいらせられる。

その心は主に信頼してゆるがない。 せ彼は悪いおとずれを恐れず、

ヵ彼は惜しげなく施し、貧しい者に与えた。 ☆れ ま ほど ま まる また ついにそのあだについての願いを見る。 その角は誉を得てあげられる。 その義はとこしえに、うせることはない。

悪しき者の願いは滅びる。歯をかみならして溶け去る。歯

I ○ 悪しき者はこれを見て怒り、

## 第

主をほめたたえよ。

= 今より、とこしえに至るまで主のみ名はほむべきかな。 いま 主のしもべたちよ、ほめたたえよ。 一のみ名をほめたたえよ。

三日のいずるところから日の入るところまで、

四主はもろもろの国民の上に高くいらせられ 主のみ名はほめたたえられる。 その栄光は天よりも高い。

ыわれらの神、主にくらぶべき者はだれか。 ・ゥストルートのである。

主は高き所に座し、

t 主は貧しい者をちりからあげ、 \* 遠く天と地とを見おろされる。 乏しい者をあくたからあげて、 Λ もろもろの君たちと共にすわらせ、

多くの子供たちの喜ばしい母とされる。 その民の君たちと共にすわらせられる。

をほめたたえよ。

### 第 四篇

ヤコブの家が異言の民を離れたとき、「イスラエルがエジプトをいで、

■われらの神は天にいらせられる。

彼らの神はどこにいるのか」と。

ニなにゆえ、もろもろの国民は言うのでしょう、

ただ、み名にのみ帰してください。

あなたのいつくしみと、まこととのゆえに、 われらにではなく、われらにではなく、

t 小<sup>こ 六</sup>地 s 山 s 山 s よ、よ、よ、 五 海よ、 三海はこれを見て逃げ、 石を泉に変らせられた。 イスラエルは主の所領となった。 ニユダは主の聖所となり、

四山は雄羊のように踊り、 小山は小羊のように踊った。 ヨルダンはうしろに退き、 おまえはどうして逃げるのか

<主は岩を池に変らせ、ヤコブの神のみ前におののけ。 ヨルダンよ、おまえはどうしてうしろに退くの おまえたちはどうして雄羊のように踊るのか、 主のみ前におののけ、 おまえたちはどうして小羊のように踊るのか。

人の手のわざである。四彼らの偶像はしろがねと、こがねで、 これと等しい者になる。 また、 ± 手があっても取ることができない。 鼻があってもかぐことができない。 \*耳があっても聞くことができない。 五それは口があっても語ることができない。 目があっても見ることができない。 足があっても歩くことができない。 のどから声を出すこともできない。

このアロンの家よ、 ヵイスラエルよ、主に信頼せよ。 主は彼らの助け、 主は彼らの助け、 また彼らの盾である。 また彼らの盾である。 主に信頼せよ。

第

主。よ、 栄いこう

こ 主を恐れる者よ、大いなる者も、 こ 主は他らの助け、また彼らの盾である。 主は他らの助け、また彼らの盾である。 主はわれらを恵み、イスラエルの家を恵み、 アロンの家を恵み、イスラエルの家を恵み、

□ 天地を造られた主によって 増し加えられるように。 増し加えられるように。 ロ どうか、主があなたがたを増し加え、 コ どうか、主があなたがたを増し加え、

これでは、これでは、一番なき所に下る者も、これでは、 また ところ くだ ものしかし地は人の子らに与えられた。 「木天は主の天である。

あなたがたが恵まれるように。

主をほめまつるであろう。主をほめまつるであろう。「<しかし、われらは今より、とこしえに至るまで、「<しかし、われらは今より、とこしえに至るまで、主をほめたたえることはない。

主をほめたたえよ。

## 第一一六篇

ーわたしは当を愛する。 上はわが声と、わが願いとを聞かれたからである。 主はわが声と、わが願いとを聞かれたからである。 三 死の綱がわたしを取り巻き、 三 死の綱がわたしを取り巻き、 三 死の綱がわたしを取り巻き、 上は みくる。 1 かんとは生きるかぎり主を呼びまつるであろう。 といるである。 といるである。

四その時わたしは主のみ名を呼んだ。 「主よ、どうぞわたしをお救いください」と。 「主は恵みふかく、正しくいらせられ、 われらの神はあわれみに富まれる。 へ主は無学な者を守られる。 へ主は無学な者を守られる。 つたしが低くされたとき、主はわたしを救われた。 わたしが低くされたとき、主はわたしを救われた。

# 第一一七篇

ーもろもろの国よ、主をほめたたえよ。

声の家の大庭の中で、これをつぐないます。」。 いぇ なおじむ なか これをつぐないます。 コュエルサレムよ、あなたの中で、 三わたしは救の杯をあげて、 どうして主に報いることができようか。 主をほめたたえよ。 主にわが誓いをつぐないます。 「へわたしはすべての民の前で たみ まえ 主のみ名を呼びます。 「もわたしは感謝のいけにえをあなたにささげて、 あなたはわたしのなわめを解かれました。 わたしはあなたのしもべ、あなたのはしための子です。 I 主の聖徒の死はそのみ前において尊い。 たっと 主にわが誓いをつぐなおう。 -四わたしはすべての民の前で、 主のみ名を呼ぶ。 - 木主よ、わたしはあなたのしもべです。 三わたしに賜わったもろもろの恵みについて、

## 第一一八篇

主をほめたたえよ。

「すべての人は当にならぬ者である」と。

こわれらに賜わるそのいつくしみは大きいからである。

もろもろの民よ、主をたたえまつれ。

上のまことはとこしえに絶えることがない。

ニイスラエルは言え、そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。「主に感謝せよ、主は恵みふかく、

「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と。ョアロンの家は言え、「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と。

「そのいつくしみはとこしえに絶えることがない」と。『主をおそれる者は言え、『そのいつくしみはとこしえに絶えることがない』と。

わたしを憎む者についての願いを見るであろう。ょ主はわたしに味方し、わたしを助けられるので、とはわたしに何をなし得ようか。

恐れることはない。

| 大主の右の手は高くあがり、| 大主の右の手は勇ましいはたらきをなし、| 上ゅ へき ていましいはたらきをなし、| 上ゅ へき ていましいはたらきをなし、| 勝利の喜ばしい歌が正しい者の天幕にある。 わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 死にはわたされなかった。 「<主はいたくわたしを懲らされたが 主のみわざを物語るであろう。 主の右の手は勇ましいはたらきをなす」。 わが救となられた。 主はわたしを助けられた。 I=わたしはひどく押されて倒れようとしたが、 わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 三彼らは蜂のようにわたしを囲み、 二 彼らはわたしを囲んだ、わたしを囲んだ。 わたしは主のみ名によって彼らを滅ぼす。 ヵ主に寄り頼むはもろもろの君にたよるよりも良い。 いばらの火のように燃えたった。 1+わたしは死ぬことなく、生きながらえて、 □ もろもろの国民はわたしを囲んだ。 |四主はわが力、わが歌であって、 「ヵわたしのために義の門を開け、

へ主に寄り頼むは人にたよるよりも良い。

枝を携えて祭の行列を祭壇の角にまで進ませよ。 こも 主は神であって、われらを照された。 三六主のみ名によってはいる者はさいわいである。 三家造りらの捨てた石は Im 主よ、どうぞわれらをお救いください。 三 わたしはあなたに感謝します。 こっこれは主の門である。 われらは主の家からあなたをたたえます。 主よ、どうぞわれらを栄えさせてください。 われらはこの日に喜び楽しむであろう。 三四これは主が設けられた日であって、 ここれは主のなされた事で 隅のかしら石となった。 正しい者はその内にはいるであろう。 In 主に感謝せよ、主は恵みふかく あなたはわが神、わたしはあなたをあがめます。 三、あなたはわが神、 われらの目には驚くべき事である。 あなたがわたしに答えて、 わたしはその内にはいって、主に感謝しよう。 わたしはあなたに感謝します。 わが救となられたことを。

絶えることがない。

そのいつくしみはとこしえに

## 第一一九篇

□のわたしは心をつくしてあなたを尋ね求めます。

ベス み言葉にしたがって、清く保つことができるでしょうか。 四あなたはさとしを命じて、ねんごろに守らせられます。三また悪を行わず、主の道に歩む者はさいわいです。 ヵ若い人はどうしておのが道を \*\*\*\* へわたしはあなたの定めを守ります。 せわたしは、あなたの正しいおきてを学ぶとき、 \*わたしは、あなたのもろもろの戒めに目をとめる時 ェどうかわたしの道を堅くして、 = 主のもろもろのあかしを守り それを守るよりほかにありません。 正しい心をもってあなたに感謝します。 恥じることはありません。 あなたの定めを守らせてください。 心をつくして主を尋ね求め、 主のおきてに歩む者はさいわいです。 - おのが道を全くして、 わたしを全くお捨てにならないでください

> あなたのあかしの道を喜びます。 もろもろのおきてを言いあらわします。 あなたの口から出る I = わたしはくちびるをもって、 あなたの定めをわたしに教えてください。 心のうちにみ言葉をたくわえました。 罪を犯すことのないように 迷い出させないでください。 あなたのみ言葉を忘れません。 あなたの道に目をとめます。 こわたしはあなたにむかって わたしをあなたの戒めから - 木わたしはあなたの定めを喜び、 I 和たしは、あなたのさとしを思い、 三あなたはほむべきかな、主よ、 四わたしは、もろもろのたからを喜ぶように、

ギメル

|< わたしの目を開いて、あなたのおきてのうちのみ言葉を守らせてください。生きながらえさせ、生きながらえさせ、

ニャ あなたのさとしの道を

ったしはこの地にあっては寄留者です。 あなたの戒めをわたしに隠さないでください。 さっわが魂はつねにあなたのおきてを慕って、 たったいるばかりです。 ここわが魂はつねにあなたのおきてを慕って、 たったいるばかりです。 ここわたしはあなたのあかしを守りました。 たったしいら取り去ってください。 わたしから取り去ってください。 わたしから取り去ってください。 わたしから取り去ってください。 かたしから取りまってください。 かたしから取りまってください。 かたしをそこなおうと図っても、 かなたのしもべは、あなたの定めを深く思います。 あなたのしもべは、あなたの定めを深く思います。 あなたのあかしは、わたしを喜ばせ、

くすしき事を見させてください。

あなたの定めをわたしに教えてください。 ニュ わが魂はちりについています。 これ わたしが自分の歩んだ道を語ったとき、 み言葉に従って、わたしを生き返らせてください。 み言葉は しょん かっぱい かんじん かいしん います。

わたしはあなたのくすしきみわざを深く思います。
一へわが魂は悲しみによって溶け去ります。
一へわが魂は悲しみによって溶け去ります。
一へわが魂は悲しみによって溶け去ります。
一、いっす。 かま 偽りの道をわたしから遠ざけ、
一面 わたしは真実の道を選び、
一面 わたしは真実の道を選び、
一直 主よ、わたしなはずかしめないでください。
一直 まよ、わたしなはずかしめないでください。
一直 あなたがわたしの心を広くされるとき、
かたしはあなたの戒めの道を走ります。

■■ 主よ、あなたの定めの道をわたしに教えてください。
■■ わたしは終りまでこれを守ります。
□■ わたしはあなたのおきてを守り、
かをつくしてこれに従います。
□■ わたしをあなたの戒めの道に導いてください。
■■ わたしをあなたの戒めの道に導いてください。
■■ わたしをあなたの戒めの道に導いてください。

■ わたしなるなたの元がらです。

■ わたしの心をあなたのあかしに傾けさせ、

「こころ かたりはそれを喜ぶからです。

「こころ かたりはそれを喜ぶからです。

これたしの目をほかにむけて、むなしいものを見させず、あなたの道をもって、わたしを生かしてください。 これのおきては正しいからです。 これのおきては正しいからです。 の見よ、わたしはあなたのさとしを慕います。 あなたのおきでは正しいからです。 あなたのおきでは正しいからです。

ワウ

わたしを生かしてください。

BE わたしは絶えず、とこしえに、わたしの望みはあなたのおきてにあるからです。ことごとく除かないでください。 BE またわたしの口から真理の言葉を

º わたしはあなたのさとしを求めたので、あなたのおきてを守ります。

自由に歩むことができます。 自由に歩むことができます。 自由に歩むことができます。 自由に歩むことができます。 おなたのあかしを語って恥じることはありません。 あなたのあかしを語って恥じることはありません。 カたしは、わたしの愛するあなたの戒めに はっかん まるい かんしい できれる まるい あなたの定めを深く思います。

西二主よ、わたしはあなたの昔からのおきてを思い出して、 あなたはわたしにそれを望ませられました。 あなたはわたしにそれを望ませられました。 も一高ぶる者は大いにわたしを生かすので、 わが悩みの時の慰めです。 しかしわたしはあなたのおきてを離れません。 しかしわたしはあなたのおきてを離れません。

わたしの歌となりました。 ☲ あなたの定めはわが旅の家で、

HH 主よ、わたしは夜の間にあなたのみ名を思い出して、

テス

> to 彼らの心は肥え太って脂肪のようです。 しかし今はみ言葉を守ります。 < わたしは苦しまない前には迷いました。 \*\* 主よ、あなたはみ言葉にしたがって 生」あなたの口のおきては、わたしのためには 学ぶことができました。 これによってわたしはあなたのおきてを セー 苦しみにあったことは、わたしに良い事です。 あなたのさとしを守ります。 しかしわたしは心をつくして わたしをことごとくおおいます。 \*\* 高ぶる者は偽りをもって あなたの定めをわたしに教えてください。 \*^ あなたは善にして善を行われます。 わたしはあなたの戒めを信じるからです。 たわたしに良い判断と知識とを教えてください。 しかしわたしはあなたのおきてを喜びます。 しもべをよくあしらわれました

ヘス

重さ主はわたしの受くべき分です。

この祝福がわたしに臨みました。

₹ わたしはあなたのさとしを守ったことによって、

あなたのおきてを守ります。

ヨード

幾千の金銀貨幣にもまさるのです。

カフ

へつわたしの心を全くして、 かえりに帰らせてください。 to あなたを恐れる者はわたしを見て喜ぶでしょう。 そうすればわたしは恥をこうむることがありません。 あなたの定めを守らせてください。 あなたのあかしを知る者とを th あなたをおそれる者と、 しかしわたしはあなたのさとしを深く思います。 彼らは偽りをもって、わたしをくつがえしたからです。 せへ高ぶる者に恥をこうむらせてください。 あなたのおきてはわが喜びだからです。 わたしを生かしてください。 せるなたのあわれみをわたしに臨ませ、 あなたのいつくしみをわが慰めとしてください。 tx あなたがしもべに告げられた約束にしたがって、 わたしを苦しめられたことを知っています。 また、あなたが真実をもって ta主よ、わたしはあなたのさばきの正しく わたしはみ言葉によって望みをいだいたからです。 あなたの一成めを学ばせてください。 わたしに知恵を与えて、

ヘール 高ぶる者はわたしをおとしいれようと 「いつ、あなたはわたしを慰められるのですか」と ハニ わたしの目はあなたのが東を待つによって衰え、 A四あなたのしもべの日はどれほど続くでしょうか。 <II わたしは煙の中の皮袋のようになりましたが ^ わが魂はあなたの救を慕って絶えいるばかりです。 << あなたのいつくしみにしたがって ほとんどわたしを滅ぼしました。 ヘキ被らはこの地において、 わたしをお助けください。 彼らは偽りをもってわたしを迫害します。 ^ あなたの戒めはみな真実です。 彼らはあなたのおきてに従わない人々です。 穴を掘りました。 さばかれるでしょうか。 なお、あなたの定めを忘れませんでした。 しかし、わたしはあなたのさとしを捨てませんでした。 いつあなたは、わたしを迫害する者を 尋ねます。 わたしはみ言葉によって望みをいだきます

あかしを守ります。

メム

ヘ 和 主よ、あなたのみ言葉は

天においてとこしえに繋く定まり、天においてとこしえに繋く定まり、たっ あなたが地を定められたので、地は撃く立っています。 まろずのものはあなたのしもべだからです。 よろずのものは皆あなたのしもべだからです。 よろずのものは皆あなたのしもべだからです。 からはついに悩みのうちに滅びたでしょう。 からしはついに悩みのうちに滅びたでしょう。 からしはついに悩みのうちに滅びたでしょう。 からしはついに悩みのうちに滅びたでしょう。 からしはおなたのものです。 からしなお救いください。

甘いことでしょう。 カカわたしはあなたのあかしを深く思うので、 それゆえ、わたしは偽りのすべての道を憎みます。 老いた者にまさって事をわきまえます。 100 わたしはあなたのさとしを守るので、 わがすべての師にまさって知恵があります。 わたしをわが敵にまさって賢くします。 ハヘあなたの戒めは常にわたしと共にあるので、 わたしはひねもすこれを深く思います。 愛することでしょう。 nt いかにわたしはあなたのおきてを 蜜にまさってわが口に甘いのです。 わたしはあなたのおきてを離れません。 -○- わたしはみ言葉を守るために、 |0四わたしはあなたのさとしによって知恵を得ました。 |〇|| あなたのみ言葉はいかにわがあごに 101 あなたがわたしを教えられたので、 わが足をとどめて、すべての悪い道に行かせません。

ヌン

IOH あなたのみ言葉はわが足のともしび、

わが道の光です。

しかし、わたしはあなたのあかしを思います。

待ち伏せています。

わたしはあなたのさとしを求めました。

**ヵヵ悪しき者はわたしを滅ぼそうと** 

いってれを実行しました。
こって 主よ、み言葉に従って、わたしを生かしてください。主よ、み言葉に従って、わたしを生かしてください。あなたのおきてを教えてください。
こっ 悪しき者はわたしのためにわなを設けました。しかし、わたしはあなたのおきてを忘れません。こっ 悪しき者はわたしのためにわなを設けました。しかし、わたしはあなたのさとしから迷い出ません。ここ あなたのあかしはとこしえにわが嗣 業です。まことに、そのあかしはわが心の喜びです。まことに、そのあかしはわが心の喜びです。とこしえに守ろうと心を傾けます。

そうすれば、わたしは安らかで、こぉわたしをささえてください。

ないようにしてください。

わたしをささえて、ながらえさせ、

わが望みについて恥じることの

-0^ わたしはあなたの正しいおきてを守ることを誓い、

常にあなたの定めに心をそそぎます。常にあなたは、かろしめられます。
まことに、彼らの欺きはむなしいのです。
これあなたは地のすべての悪しき者を、金かすのようにみなされます。
それゆえ、わたしはあなたのあかしを愛します。つかあしはあなたのさばきを恐れるので震えます。わたしはあないでください。
ここ わが肉はあなたのさばきを恐れます。ゆだねないでください。高ぶる者にわたしを、しえたげさせないでください。高ぶる者にわたしを、しえたげさせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。高がる者にわたしを、しえたげきせないでください。

こ三わたしは二心の者を憎みます。 しかしあなたのおきてを愛します。 しかしあなたのおきてを愛します。 つまです。 こ五悪をなす者よ、わたしを離れ去れ、 かたしはわが神の戒めを守るのです。 わたしはわが神の戒めを守るのです。 わたしはわが神の戒めを守るのです。

三四あなたのいつくしみにしたがって、しもべをあしらい、

三ヵわたしはあなたのしもべです。 あなたの定めを教えてください。

今は主のはたらかれる時です。 □≒彼らはあなたのおきてを破りました。 あなたのあかしを知らせてください。 わたしに知恵を与えて、

純 金よりもまさってあなたの戒めを愛します。 こせそれゆえ、わたしは金よりも、

さとしにしたがって、正しき道に歩み、ニュそれゆえ、わたしは、あなたのもろもろの

すべての偽りの道を憎みます。

\%

このみ言葉が開けると光を放って、それゆえ、わが魂はこれを守ります。 

無学な者に知恵を与えます。

|=| わたしはあなたの戒めを慕うゆえに、

III み名を愛する者に常にされるように、 口を広くあけてあえぎ求めました。

わたしをかえりみ、わたしをあわれんでください。

わが目の涙は川のように流れます。 あなたの定めを教えてください。 そうすればわたしは、あなたのさとしを守ります。 すべての不義に支配されないようにしてください。 LIIK 人々があなたのおきてを守らないので、 | ||||| あなたの約束にしたがって、わが歩みを確かにし、 IIII み顔をしもべの上に照し、 □□のわたしを人のしえたげからあがなってください。

ツアデー

| 三七 主よ、あなたは正しく

あなたのさばきは正しいのです。 

I = れたしのあだが、あなたのみ言葉を忘れるので、 あなたのあかしを命じられました。

わが熱心はわたしを滅ぼすのです。 1四0あなたの約束はまことに確かです。

あなたのしもべはこれを愛します。 四つわたしは取るにたらない者で、人に侮られるけれども、

あなたのおきてはまことです。 なお、あなたのさとしを忘れません。 |四||あなたの義はとこしえに正しく、

わたしに知恵を与えて、生きながらえさせてください。 |四四あなたのあかしはとこしえに正しいのです。 しかしあなたの戒めはわたしの喜びです。 | 四三 悩みと苦しみがわたしに臨みました。

主よ、お答えください 一四五わたしは心をつくして呼ばわります。 コフ

| 四 わたしはあなたに呼ばわります。 わたしをお救いください。 わたしはあなたの定めを守ります。

わたしはあなたのあかしを守ります。 わたしはみ言葉によって望みをいだくのです。 |四5わたしは朝早く起き出て呼ばわります。

IBA わが目は夜警の交代する時に先だってさめ、

わが声を聞いてください。 |四元 あなたのいつくしみにしたがって あなたの約束を深く思います。

主じゅよ、 あなたの公義にしたがって、

わたしを生かしてください。

1至0 わたしをしえたげる者が

彼らはあなたのおきてを遠くはなれているのです。悪いたくらみをもって近づいています。

立てられたことを知りました。 あなたがこれをとこしえに あなたのもろもろの戒めはまことです |五| しかし主よ、あなたは近くいらせられます。

| 田門わが訴えを弁護して、わたしをあがない、 わたしはあなたのおきてを忘れないからです。 | | | | わが悩みを見て、わたしをお救いください。

わたしを生かしてください。 あなたの約束にしたがって、

| 五五 救は悪しき者を遠く離れている。

「異く主よ、あなたのあわれみは大きい。彼らはあなたの定めを求めないからです。

あなたの公義に従って、わたしを生かしてください。

しかしわたしは、あなたのあかしを離れません。 わたしをあだする者は多い。 | ヨ^ 不信仰な者があなたのみ言葉を守らないので、 | ヨーヒ わたしをしえたげる者、

愛するかをお察しください。 | 14九 わたしがいかにあなたのさとしを

わたしは彼らを見て、いとわしく思います。

主しゅよ、 あなたの正しいおきてのすべては 一たのあなたのみ言葉の全体は真理です。 わたしを生かしてください。 とこしえに絶えることはありません。 あなたのいつくしみにしたがって

あなたのみ言葉を喜びます。 | | | わたしは大いなる獲物を得た者のように しかしわが心はみ言葉をおそれます。 <こもろもろの君はゆえなくわたしをしえたげます。

しかしあなたのおきてを愛します。 - 六三 わたしは偽りを憎み、忌みきらいます。 一日に七たびあなたをほめたたえます。 

何ものも彼らをつまずかすことはできません。 | 六ヵ あなたのおきてを愛する者には大いなる平安があり、 

わたしはいたくこれを愛します。 | たわが魂は、あなたのあかしを守ります。 あなたの戒めをおこないます。

わたしはあなたのさとしと、あかしとを守ります。 六つわがすべての道があなたのみ前にあるので、

-+0わが願いをみ前にいたらせ、み言葉に従って、わたしに知恵をお与えください み言葉にしたがって、わたしをお助けください。 | 15. 主よ、どうか、わが叫びをみ前にいたらせ、

わが舌はみ言葉を歌います。「ゼニあなたのすべての戒めは正しいので、 わがくちびるはさんびを唱えます。 | セ | あなたの定めをわたしに教えられるので、

あなたのみ手を、常にわが助けとしてください。 | セ=| わたしはあなたのさとしを選びました。

あなたのおきてはわたしの喜びです。 |七日わたしを生かして、 「世」主よ、わたしはあなたの救を慕います。

わたしはあなたの戒めを忘れないからです。 あなたのしもべを捜し出してください。 あなたのおきてを、わが助けとしてください。 あなたをほめたたえさせ | + 穴 わたしは失われた羊のように迷い出ました。

## 第一二〇篇

都もうでの歌

何が加えられるであろうか。 三欺きの舌よ、おまえに何が与えられ、 四ますらおの鋭い矢と、 敷きの舌から、わたしを助け出してください」。 =「主よ、偽りのくちびるから、 えにしだの熱い炭とである。 主はわたしに答えられる。 - わたしが悩みのうちに、主に呼ばわると、

\*わたしは久しく平安を憎む者のなかに住んでいた。 ケダルの天幕のなかに住んでいる。 せわたしは平安を願う、 ^\^ぬん ねが しかし、わたしが物言うとき、彼らは戦いを好む。 нわざわいなるかな、わたしはメセクにやどり、

> こかが助けは、天と地を造られた主から来る。これがいない。 あなたを守る者はまどろむことがない。 三主はあなたの足の動かされるのをゆるされない。

四見よ、イスラエルを守る者は まどろむこともなく、眠ることもない。

五主はあなたを守る者、

夜は月があなたを撃つことはない。
<昼は太陽があなたを撃つことなく、 主はあなたの右の手をおおう陰である。

せ主はあなたを守って、すべての災を免れさせ、

またあなたの命を守られる。

へ主は今からとこしえに至るまで、 あなたの出ると入るとを守られるであろう。

第一二二篇

ダビデがよんだ都もうでの歌

都もうでの歌

- わたしは山にむかって目をあげる。 わが助けは、どこから来るであろうか。

ニエルサレムよ、われらの足は = しげくつらなった町のように - 人々がわたしにむかって「われらは主の家に行こう」 あなたの門のうちに立っている。 と言ったとき、わたしは喜んだ。

- 見よ、しもべがその主人の手に目をそそぎ、わたしはあなたにむかって目をあげます。

はしためがその主婦の手に目をそそぐように

都もうでの歌

- 天に座しておられる者よ、

第一二三篇

四もろもろの部族すなわち主の部族が、四もろもろの部族すなわち主の部族が、イスラエルのおきてである。
まそこにさばきの座、
エルサレムのために平安を祈れ、イエルサレムを愛する者は栄え、
「エルサレムを愛する者は栄え、
「エルサレムを愛する者は栄え、
「エルサレムのうちに平安があり、もろもろの殿のうちに平安があり、もろもろの殿のうちに平安があるように」と高い、カわが兄弟および友のために、わたしは「エルサレムのうちに平安があるように」と高い、カわれらの神、主の家のために、わたしはエルサレムのうちに平安があるように」と言い、カわれらの神、主の家のために、わたしはエルサレムのうちに平安があるように」と言い、カカが兄弟および友のために、わたしはエルサレムのうちに平安があるように」と言い、カカが兄弟および友のために、わたしはエルサレムのうちに平安があるであろう。

第一二四篇 おことの現に満ちあふれています。 おもの現に満ちあふれています。 かれらをあわれんでください。 の思い煩いのない者のあざけりと、高ぶる者の侮りとは、 われらの魂に満ちあふれています。 かれらの魂に満ちあふれています。 かれらの魂に満ちあふれています。

建てられているエルサレムよ

第一二四篇

ダビデがよんだ都もうでの歌ぶ。 - 今、イスラエルは言え、 - 今、イスラエルは言え、 - 1 今、イスラエルは言え、 - 1 今、イスラエルは言え、 - 1 今、イスラエルは言え、 - 2 がもしわれらの方におられなかったならば、 - 2 がもしわれらの方におられなかったならば、 - 2 がらの怒りがわれらにむかって燃えたったとき、 - 3 ではらの怒りがわれらにむかって燃えたったとき、 であるう。 をはられるを生きているままで、のんだであろう。 をはらはわれらを生きているままで、のんだであろう。 をはられたがはわれらを押し流し、 - 3 である。 - 4 主はほむべきかな。 - 5 として

131

へわれらの助けは天地を造られた主のみ名にある。 ェわれらは野鳥を捕えるわなをのがれる 彼らの歯にわたされなかった。 わなは破れてわれらはのがれた。 鳥のようにのがれた。

#### 二五篇

都もうでの歌 三山々がエルサレムを囲んでいるように、 三これは悪しき者のつえが 主は今からとこしえにその民を囲まれる。 とこしえにあるシオンの山のようである。 主に信頼する者は、動かされることなくて、

不義に伸べることのないためである。正しい者がその手を正しい者の所領にとどまることなく、正。

西主は、 善良な人と、

重しかし転じて自分の曲った道に入る者を 心の正しい人とに、さいわいを施してください。 イスラエルの上に平安があるように。 悪を行う者と共に去らせられる。

#### 第一二六篇

都もうでの歌

言った者が、もろもろの国民の中にあった。
くになるなが、ないではのでいた。
くになるなが、ないではいいなる事をなされた」と われらの舌は喜びの声で満たされた。こその時われらの口は笑いで満たされ、 三主はわれらのために大いなる事をなされたので、 われらは夢みる者のようであった。 - 主がシオンの繁栄を回復されたとき、 はんえい かいふく

四主よ、どうか、われらの繁栄を、

われらは喜んだ。

#### 一二七篇

ソロモンがよんだ都もうでの歌 主が家を建てられるのでなければ、

五 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 エ 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。 を とき ことも 神から賜わった嗣 業であり、 とを とき ことも 神から賜わった嗣 業であり、 とき ことも 神から賜わった 副 業であり、 とき ことも 神から 場から にある 矢のようだ。

2 一二八篇

彼は門で敵と物言うとき恥じることはない。

都もうでの歌

っすべて主をおそれ、上の道に歩む者はさいわいである。 っすべて主をおそれ、上の道に歩む者はさいわいである。 っまで、かつ安らかであろう。 こあなたの妻は家の奥にいて こまなたの妻は家の奥にいて こまなたの妻は家の奥にいて ままない。 っまで、かつ安らかであろう。 っまで、かつ安らかであろう。 っまで、かつ安らかであろう。

第一二九篇

屋根の草のようにしてください。 \*\*\* ならを、育たないさきに枯れる \*\*\* ならを、育たないさきに枯れる \*\*\* とうで、 退くように。 \*\*\* シオンを憎む者はみな、 \*\*\* シオンを憎む者はみな、

悪しき者のなわを断ち切られた。四主は正しくいらせられ、

そのうねみぞを長くした」と。

どうぞ、イスラエルの上に平安があるように。
四見よ、主をおそれる人は、このように祝福を得る。
五主はシオンからあなたを祝福されるように。
五主はシオンからあなたを祝福されるように。
本またあなたの子らの子を見るであろう。
本またあなたの子らの子を見るであろう。

あなたがたを祝福する」と言わない。これを大ばねる者はそのふところに満たない。これをたばねる者はそのふところに満たない。これをたばねる者はその上にあるように。
ったがあなたの上にあるように。
というながあなたの上にあるように。

主には、いつくしみがあり、

また豊かなあがないがあるからです。

ェイスラエルよ、主によって望みをいだけ。

ハ主はイスラエルを

そのもろもろの不義からあがなわれます。

#### 第一三〇篇

夜回りが暁を待つにまさって主を待ち望みます。 まわたしは主を待ち望みます、わが魂は待ち望みます。 そのみ言葉によって、わたしは望みをいだきます。 そのみ言葉によって、わたしは望みをいだきます。 たまい はまね あからき まったまい ままれるでしょう。

-

ダビデがよんだ都もうでの歌

- 主よ、わが心はおごらず、わが目は高ぶらず、
- 主よ、わが心はおごらず、わが目は高ぶらず、
- かえって、乳離れしたみどりごが、
- かたしはわが力のなばない大いなる事と
その母のふところに安らかにあるように、
その母のふところに安らかにあるように、
その母のふところに安らかにあるように、
- かたしはわが魂を静め、かつ安らかにしました。
わたしはわが魂を静め、かつ安らかにしました。
わが魂は乳離れしたみどりごのように、安らかです。
ニイスラエルよ、今からとこしえに
ニュースラエルよ、今からとこしえに
ニュースラエルよ、今からとこしえに

### 第一三二篇

都もうでの歌

大見よ、われらはエフラタでそれを聞き、 ヤアルの野でそれを見とめた。 せ「われらはそのすまいへ行って、 その足台のもとにひれ伏そう」。 へ主よ、起きて、あなたの力のはこと共に、 あなたの祭司たちに義をまとわせ、 あなたの聖徒たちに喜び呼ばわらせてください。 あなたの聖徒たちに喜び呼ばわらせてください。 もなたの聖徒たちに喜び呼ばわらせてください。 あなたの聖徒たちに喜び呼ばわらせてください。 もなたの祖そそがれた者の顔を、 しりぞけないでください。 こ 主はまことをもってダビデに誓われたので、 それにそむくことはない。すなわち言われた、

> そこに一つの角をはえさせる。 その聖徒たちは声高らかに喜び呼ばわるであろう。 こまいらう これ 食を豊かに祝福し、これ わたしはシオンの糧 食を豊かに祝福し、 あなたの位に座するであろう」。 その子らもまた、とこしえに - \* またわたしはその祭司たちに救を着せる。 わたしはこれを望んだゆえ、ここに住む。 それをご自分のすみかにしようと望んで言われた、 契約と、あかしとを守るならば、 l ± わたしはダビデのために 食物をもってその貧しい者を飽かせる。 三主はシオンを選び、 こもしあなたの子らがわたしの教える あなたの位につかせる。 □「これはとこしえにわが安息所である。 わたしはあなたの身から出た子のひとりを、

わがまぶたにまどろみを与えません」。

わが目に眠りを与えず、

わが家に入らず、わが寝台に上らず、

ヤコブの全能者に誓いを立てて言いました、ニダビデは主に誓い、

そのもろもろの辛苦をみこころにとめてください。

こ主よ、ダビデのために、

しかし彼の上にはその冠が輝くであろう」。

|へわたしは彼の敵に恥を着せる。

わたしはわが油そそがれた者のために

つのともしびを備えた。

### 第一三三篇

ダビデがよんだ都もうでの歌。 - 見よ、兄弟が和合して共におるのは - 見よ、兄弟が和合して共におるのは - 見よ、兄弟が和合して共におるのは - 見よ、兄弟が和合して共におるのは - こそれはこうべに注がれた尊い油がひげに流れ、 アロンのひげに流れ、 その衣のえりにまで流れくだるようだ。 その衣のえりにまで流れくだるようだ。 これは主がかしこに祝福を命じ、 これは主がかしこに祝福を命じ、 これは主がかしてに祝福を命じ、

# 第一三四篇

をほめよ。 主をほめよ。 主をほめよ。 主をほめよ。

シオンからあなたを祝福されるように。

#### 第一三五篇

- 主をほめたたえよ、 主のみ名をほめたたえよ。 主のの名をほめたたえよ。 主の家に立つ者、 こ主の家に立つ者、 こ主は恵みふかい、主をほめたたえよ。 主は恵みふかい、主をほめたたえよ。 主はおのがためにヤコブを選び、 イスラエルを選んで、おのれの所有とされた。 かれらの主のすべての神に われらの主のすべての神に おさることとを知っている。

\* 主はそのみこころにかなう事を、

-0主は多くの国民を撃ち、 パロとそのすべてのしもべとに臨まれた。

力ある王たちを殺された。

ならびにカナンのすべての国々である。 こすなわちアモリびとの王シホン、バシャンの王オグ、

三主は彼らの地を嗣業とし、

その民イスラエルに嗣業として与えられた。 三主よ、あなたのみ名はとこしえに絶えることがない。

四主はその民をさばき、 主よ、あなたの名声はよろずよに及ぶ。

人の手のわざである。 「ヨもろもろの国民の偶像はしろがねと、こがねで、 そのしもべらにあわれみをかけられるからである。

目があっても見ることができない。 - <それは口があっても語ることができない。

|+ 耳があっても聞くことができない。

またその口には息がない。

これと等しい者になる。「<これを造る者と、これに信頼する者とはみな、

「ヵイスラエルの家よ、主をほめよ。

アロンの家よ、主をほめよ。 このレビの家よ、主をほめよ。

> シオンからほめたたえらるべきである。 三 エルサレムに住まわれる主は、 主を恐れる者よ、主をほめまつれ 主をほめたたえよ。

#### 第一三六篇

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 - 主に感謝せよ、主は恵みふかく、

= もろもろの神の神に感謝せよ、

三もろもろの主の主に感謝せよ、 しゅ しゅ かんしゃ そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

四ただひとり大いなるくすしきみわざを そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

なされる者に感謝せよ、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 木地を水の上に敷かれた者に感謝せよ、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 セ大いなる光を造られた者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 打ち敗られた者に感謝せよ、 In パロとその軍勢とを紅海で そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 三紅海を二つに分けられた者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 これを救い出された者に感謝せよ、 三強い手と伸ばした腕とをもって、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 もろもろの星とを造られた者に感謝せよ、 ヵ夜をつかさどらすために月と、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 □○エジプトのういごを撃たれた者に感謝せよ、 | 六その民を導いて荒野を通らせられた者に感謝せよ、 四イスラエルにその中を通らせられた者に感謝せよ、

<昼をつかさどらすために日を造られた者に感謝せよ、

III われらが卑しかった時に これを与えられた者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 こますべての肉なる者に食物を与えられる者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 助け出された者に感謝せよ、 三のわれらのあだからわれらを そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 われらをみこころにとめられた者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 三 そのしもベイスラエルに嗣 業として そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 io バシャンの王オグを殺された者に感謝せよ、 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。 | t 大いなる王たちを撃たれた者に感謝せよ、 1ヵアモリびとの<br />
王シホンを殺された者に<br />
感謝せよ、 「ハ名ある王たちを殺された者に感謝せよ、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

ニ六天の神に感謝せよ、

そのいつくしみはとこしえに絶えることがない。

### 第一三七篇

四われらは外国にあって、 Ξわれらをとりこにした者が、 シオンを思い出して涙を流した。 バビロンの川のほとりにすわり、 こわれらはその中のやなぎにわれらの琴をかけた。 どうして主の歌をうたえようか。 われらを苦しめる者が楽しみにしようと、 われらに歌を求めたからである。 - われらは 「われらにシオンの歌を一つうたえ」と言った。

\*もしわたしがあなたを思い出さないならば エルサレムよ、もしわたしがあなたを忘れるならば、 わが右の手を衰えさせてください。

セ主よ、エドムの人々がエルサレムの日に、 ひとびと わが舌をあごにつかせてください。 わが最高の喜びとしないならば、 「これを破壊せよ、これを破壊せよ、

もしわたしがエルサレムを

ヵ あなたのみどりごを取って ^ 破壊者であるバビロンの娘よ、 岩になげうつ者はさいわいである。 あなたに仕返しする人はさいわいである。 あなたがわれらにしたことを、 その基までも破壊せよ」と 言ったことを覚えてください。

#### 第一三八篇

ダビデの歌 四主よ、地のすべての王はあなたこ惑射するで、よれが魂の力を増し加えられました。これなたはわたしが呼ばわった日にわたしに答え、三あなたはわたしが呼ばわった日にわたしに答え、 こわたしはあなたの聖なる宮にむかって伏し拝み、 もろもろの神の前であなたをほめ歌います。「主よ、わたしは心をつくしてあなたに感謝し、 すべてのものにまさって高くされたからです。 あなたはそのみ名と、み言葉を み名に感謝します。

彼らはあなたの口のもろもろの言葉を

地のすべての王はあなたに感謝するでしょう。

聞いたからです。 重被らは主のもろもろの道について歌うでしょう。 本主は高くいらせられるが低い者をかえりみられる。 しかし高ぶる者を遠くから知られる。 しかし高ぶる者を遠くから知られる。 もたといわたしが悩みのなかを歩いても、 あなたはわたしを生かし、 あなたの右の手はわたしを救われます。 のではわたしのために、みこころをなしとげられる。 とこしえに絶えることはありません。 とこしえに絶えることはありません。 とこしえに絶えることはありません。

第一三九篇

■あなたはわが歩むをも、伏すをも探り出し、 ー主よ、あなたはわがすわるをも、立つをも知り、 ニあなたはわがすわるをも、立つをも知り、 とま 遠くからわが思いをわきまえられます。 しょ 遠くからわが思いをわきまえられます。 ではれました。

わたしが陰府に床を設けても、^ わたしが天にのぼっても、\* これは高くて達することはできません。 せわたしはどこへ行って、 \* このような知識はあまりに不思議で、 四わたしの舌に一言もないのに、 夜も昼のように輝きます。 三あなたには、やみも暗くはなく、 あなたの右のみ手はわたしをささえられます。 ヵわたしがあけぼのの翼をかって海のはてに住んでも、 あなたはそこにおられます。 あなたのみ前をのがれましょうか。 わたしはどこへ行って、 あなたのみたまを離れましょうか。 わたしの上にみ手をおかれます。 主よ、あなたはことごとくそれを知られます。 わがもろもろの道をことごとく知っておられます。 わたしを囲む光は夜となれ」とわたしが言っても、 こ「やみはわたしをおおい、 わたしには思いも及びません。 ○ あなたのみ手はその所でわたしを導き あなたはそこにおられます。

わたしのためにつくられたわがよわいの日の わたしはなおあなたと共にいます。 わたしが目ざめるとき、 その数は砂よりも多い。 |<わたしがこれを数えようとすれば その全体はなんと広大なことでしょう。 なんとわたしに尊いことでしょう。 |も神よ、あなたのもろもろのみ思いは、 その日はことごとくあなたの書にしるされた。 まだ一日もなかったとき、 わたしの骨はあなたに隠れることがなかった。 地の深い所でつづり合されたとき、 | 五わたしが隠れた所で造られ、 あなたは最もよくわたしを知っておられます。 あなたのみわざはくすしく、 あなたは恐るべく、くすしき方だからです。 一四わたしはあなたをほめたたえます。 わが母の胎内でわたしを組み立てられました。 まだできあがらないわたしのからだを見られた。 「六あなたの目は、

> これ神よ、どうか悪しき者を殺してください。 はななが、者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしから離れ去らせてください。 血を流す者をわたしはあなたを憎む者を憎み、 ここかとしばらって起り立つ者を かとうではありませんか。 いとうではありませんか。 ここかたしは全く彼らを憎み、 ここかたしな全く彼らを憎み、 わたしを試みて、わがもろもろの思いを 知ってください。 知ってください。 かたしをとこしえの道に導いてください。

III あなたはわが内臓をつくり、

あなたには、やみも光も異なることはありません。

### 第一四〇篇

乱暴な人々からのがれさせてください。わたしを守って、わが足をつまずかせようとする その悪しき計画をとげさせないでください。(セラヘ主よ、悪しき人の願いをゆるさないでください。 主よ、わが願いの声に耳を傾けてください。<^わたしは主に言います、「あなたはわが神です。 そのくちびるの害悪で彼らをおおってください。 あなたは戦いの日に、わがこうべをおおわれました。 せわが救の力、 綱をもって網を張り、 四主よ、わたしを保って、 I 悪口を言う者を世に立たせないでください。 再び上がることのできないようにしてください。 彼らを穴に投げ入れ、かれなりない。 -○燃える炭を彼らの上に落してください。 ヵわたしを囲む者がそのこうべをあげるとき 道のほとりにわなを設けました。(セラ 悪しき人の手からのがれさせ、 そのくちびるの下にはまむしの毒があります。 ■彼らはへびのようにおのが舌を鋭くし、 主なる神よ、

絶えず戦いを起します。

# 第一四一篇

ダビデの歌

マリン・カたしはあなたに呼ばわります。
- 主よ、わたしはあなたに呼ばわるとき、わが声に耳を傾けてください。
こわたしがあなたに呼ばわるとき、わが声に耳を傾けてください。
これたしのあげる手を、かかったしのあげる手を、から、できないのようにみなしてください。
こま、わがったできない。
こま、わがったできないでください。
これ、カがったいではあなんに呼ばわります。

心しきわざにあずからせないでください。

四悪しき事にわが心を傾けさせず、

不義を行う人々と共になが、が、が、おこなのとびとしたも

あたができない。 おたしを責めさせてください。 また彼らのうまき物を食べさせないでください。 また彼らのうまき物を食べさせないでください。

そそがせないでください。しかし悪しき者の油をわがこうべに

敵しているからです。
わが祈は絶えず彼らの悪しきわざに

わたしはあなたに寄り頼みます。^Lかし主なる神よ、わが目はあなたに向か

ヵわたしを守って、捨ておかないでください。

わたしを助けるものもないままに

悪を行う者のわなとをのがれさせてください。彼らがわたしのために設けたわなと、常

悪しき者をおのれの網に陥らせてください。。 10 わたしがのがれると同時に、

### 第一四二篇

こわたしはみ前にわが嘆きを注ぎ出し、声を出して主に願い求めます。これたしは声を出して主に呼ばわり、「きんだった」というないではあり、「きんだった時によんだマスキールの歌、祈ダビデがほら穴にいた時によんだマスキールの歌、祈

またはわが道を知られます。 こわが霊のわがうちに消えうせようとする時も、こわが霊のわがうちに消えうせようとする時も、み前にわが悩みをあらわします。

わたしには避け所がなく、 四わたしは者の方に目を注いで見回したが、 かたしに心をとめる者はひとりもありません。 かたしに心をとめる者はひとりもありません。 はいである。 からしました。

わたしは、はなはだしく低くされています。\*どうか、わが叫びにみこころをとめてください。生ける者の地でわたしの受くべき分です。

彼らはわたしにまさって強いのです。からしを責める者から助け出してください。

わが心はわがうちに荒れさびれています。

四それゆえ、わが霊はわがうちに消えうせようとし、

わたしを暗い所に住まわせました。

四三篇 せわたしをひとやから出し、 正しい人々はわたしのまわりに集まるでしょう」。ためなたが豊かにわたしをあしらわれるので、 み名に感謝させてください。

## 第一

主よ、

わが祈を聞き、

死んで久しく時を経た者のようにわがいのちを地に踏みにじり、 ニあなたのしもべのさばきに 三敵はわたしをせめ 生ける者はひとりもみ前に義とされないからです。 たずさわらないでください。 わたしにお答えください。 あなたの真実と、あなたの正義とをもって、 わが願いに耳を傾けてください。

> セ主よ、すみやかにわたしにお答えください。 \*わたしはあなたにむかって手を伸べ、 なるでしょう。 さもないと、わたしは穴にくだる者のように わたしにみ顔を隠さないでください。 あなたを慕います。(セラ わが魂は、かわききった地のように あなたのみ手のわざを思います。 あなたが行われたすべての事を考え、 わが霊は衰えます。

わが魂はあなたを仰ぎ望みます。わが歩むべき道を教えてください。 ヵ主よ、わたしをわが敵から助け出してください。 わたしは避け所を得るために わたしはあなたに信頼します。 ^ あしたに、あなたのいつくしみを聞かせてください。

わたしを平らかな道に導いてください。 二主よ、み名のために、わたしを生かし、 恵みふかい、みたまをもって あなたはわが神です。

□のあなたのみむねを行うことを教えてください。

あなたのもとにのがれました。

その日は過ぎゆく影にひとしいのです。

あなたの天を垂れてくだり

わたしはあなたのしもべです。こまた、あなたのいつくしみによって、わが敵を断ち、おなたのいつくしみによって、わが敵を断ち、わたしを悩みから救い出してください。

### 第一四四篇

ダビデの歌

これをみこころに、とめられるのですか。
これをみこころに、とめられるのですか。
これをみこころに、とめられるのですか。
これをみこころに、とめられるのですか。
これをみこころに、とめられるのですか。
これをみこころに、とめられるのですか。

いなずまを放って彼らを散らし、 たかというながらみ手を伸べて、わたしを救い、 たかというながら、異邦人の手から わたしを助け出してください。 その右の手は偽りを言い、 そのしもベダビデを救われます。 こ わたしを残忍なつるぎから救い、 りの行んの手は偽りを言い、 こ わたしを残忍なつるぎから救い、 りの行んの手は偽りを言い、 こ わたしを残忍なつるぎから救い、 りの方の日は偽りを言い、 こ わたしを残忍なつるぎから救い、 りの方の日は偽りを言い、 であなたは王たちに勝利を与え、 こ わたしを残忍なつるぎから救い、 の方がない。 であなたは王たちに勝利を与え、 その右の手は偽りを言い、 であなたをほめ歌います。 こ わたしを残忍なつるぎから救い、 といるなが、 でいるなからからからからからからからからからからからからからからが、 ないのでは偽りを言い、 でいるなが、 でいるなが、 といるなが、 となが、 といるなが、 といるなが、 といるなが、 といるなが、 といるなが、 といるなが、 といるなが、 とが、 といるなが、 といるが、 といるが、

われらの羊は野でちよろずの子を産み、これらの倉は満ちて様々の物を備え、

すみの柱のようです。

われらの娘たちは宮の建物のために刻まれた。

よく育った草木のようです。

主をおのが神とする民はさいわいです。
「Hこのような祝福をもつ民はさいわいです。われらのちまたには悩みの叫びがありません。われらの家畜はみごもって子を産むに誤ることなく、「四われらの家畜はみごもって子を産むに誤ることなく、

### 第一四五篇

ダビデのさんびの歌

一わが神、王よ、わたしはあなたをあがめ、 世々かぎりなくみ名をほめたたえます。 こ。 からいにほのたたえらるべきです。 三主は大いなる神で、 三主は大いなる神で、 三主は大いなる神で、 三主は大いなる神で、 三主は大いなる神で、 四この代はかの代にむかって あなたのみわざをほめたたえ、るでしよう。 あなたのみわざをほめたたえ、るでしよう。 あなたのみわざをほめたたえ、 あなたの大能のはたらきを宣べ伝えるでしょう。 あなたのくすしきみわざとを深く思います。 でんないはあなたの恐るべきはたらきの勢いを語り、 たりなけるなたの恐るべきはたらきの勢いを語り、 たりなけるなたの恐るべきはたらきのかからとなった。 からないよう。 あなたのくすしきみわざとを深く思います。 でしばあなたの恐るべきはたらきのかがら、 からないはあなたの恐るべきはたらきのからいます。 からないよう。 からないます。 からないのは、 からないのは、 からない。 のっない。 の

± 彼らはあなたの豊かな恵みの思い出を言いあらわし、 へ主は恵みふかく、あわれみに満ち、 そのすべてのみわざに恵みふかく、 すべての生けるものの願いを飽かせられます。 あなたは時にしたがって彼らに食物を与えられます。 すべてかがむ者を立たせられます。 絶えることはありません。 あなたのまつりごとはよろずよに こ被らはみ国の栄光を語り、あなたのみ力を宣べ、 あなたの聖徒はあなたをほめまつるでしょう。 そのあわれみはすべてのみわざの上にあります。 ヵ主はすべてのものに恵みがあり、 怒ることおそく、いつくしみ豊かです。 あなたの義を喜び歌うでしょう。 三あなたの大能のはたらきと、 | も主はそのすべての道に正しく、 In あなたはみ手を開いて、 四主はすべて倒れんとする者をささえ、 三あなたの国はとこしえの国です。 み国の光栄ある輝きとを人の子に知らせるでしょう。 □ 主よ、あなたのすべてのみわざはあなたに感謝し、 | 14 よろずのものの目はあなたを待ち望んでいます。

その聖なるみ名をほめまつるでしょう。
まかての肉なる者は世々かぎりなく
まがての肉なる者は世々かぎりなく
まがての肉なる者は世々かぎりなく

### 第一四六篇

エをほめたたえよ。
これたしは生けるかぎりは主をほめたたえ、これたしは生けるかぎりは主をほめたたえ、これたしな生けるかぎりは主をほめたたえ、ながらえる間は、わが神をほめうたおう。ながられる間は、わが神をほめうたおう。ながの子に信頼してはならない。
しているではいけがない。
であるの息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼のもろもろの計画は滅びる。その日には彼のもろもろの計画は滅びる。その日には彼のもろもろの計画は滅びる。

れ主は寄留の他国人を守り、 主は正しい者を愛される。 主はかがむ者を立たせられる。 というでする。 といるでする。 といる。 といるでする。 といるでも、 といるでも、

## 第一四七篇

主は恵みふかい。
- 主をほめたたえよ。

この主は馬の力を喜ばれず、また鳴く小がらすに与えられる。 ハ主は雲をもって天をおおい、 琴にあわせてわれらの神をほめうたえ。 悪しき者を地に投げ捨てられる。 四主はもろもろの星の数を定め、 その傷を包まれる。 三主は心の打ち砕かれた者をいやし もの ちょくだ もの もの そのいつくしみを望む者とをよみせられる。 二 主はおのれを恐れる者と 人の足をよみせられない。 れ食物を獣に与え、 もろもろの山に草をはえさせ、 せ主に感謝して歌え、 < 主はしえたげられた者をささえ、 力も豊かであって、その知恵ははかりがたい。 вわれらの主は大いなる神、 すべてそれに名を与えられる。 三エルサレムよ、主をほめたたえよ 地のために雨を備え、

イスラエルの追いやられた者を集められる。

三主はエルサレムを築き

さんびはふさわしいことである。

最も良い麦をもってあなたを飽かせられる。 彼らは主のもろもろのおきてを知らない。 このようにはあしらわれなかった。 そのもろもろの定めと、おきてとを その風を吹かせられると、もろもろの水は流れる。 霜を灰のようにまかれる。 そのみ言葉はすみやかに走る。 四主はあなたの国境を安らかにし、 あなたのうちにいる子らを祝福されるからである。 シオンよ、あなたの神をほめたたえよ。 IO 主はいずれの国民をも、 だれがその寒さに耐えることができましょうか。 イスラエルに示される。 「<主はみ言葉を下してこれを溶かし、 | ± 主は氷をパンくずのように投げうたれる。 - 木主は雪を羊の毛のように降らせ、 |五主はその戒めを地に下される。 I= 主はあなたの門の貫の木を堅くし、 | ヵ 主はそのみ言葉をヤコブに示し、

主をほめたたえよ。

#### 第一四八篇

主をほめたたえよ。

これらは主が命じられると造られたからである。 こ地の王たち、すべての民、この野の獣、すべての家畜、 ハ火よ、あられよ、雪よ、霜よ、 t海の獣よ、すべての淵よ、地から主をほめたたえよ。 実を結ぶ木、すべての香柏よ、 四いと高き天よ、天の上にある水よ 輝く星よ、みな主をほめたたえよ。 三日よ、月よ、主をほめたたえよ。 れもろもろの山、 越えることのできないその境を定められた。 エこれらのものに主のみ名をほめたたえさせよ、 主をほめたたえよ。 地のすべてのつかさよ すべての家畜、這うもの、 すべての丘、 み言葉を行うあらしよ、 翼ある鳥よ

こその天使よ、みな主をほめたたえよ。

もろもろの高き所で主をほめたたえよ。もろもろの天から主をほめたたえよ。

その万軍よ、

みな主をほめたたえよ。

# 第一四九篇

上きをほめたたえよ。 これの一といで、主の造を高ばせ、 これスラエルにその造り主を喜ばせ、 シオンの子らにその王を喜ばせよ。 主にむかって新しい歌をうたえ。 主にむかって新しい歌をうたえ。 主にむかって新しい歌をうたえ。 というにその王を喜ばせよ。 これらに踊りをもって主のみ名をほめたたえさせ、 これらに踊りをもって主をはめ歌わせよ。 これらに踊りをもって主をはめ歌わせよ。 これらに話りをもって主をはの歌わせよ。 というという。 ではおのが民を喜び、 でいくだる者を勝利をもって飾られるからである。 へりくだる者を勝利をもって飾られるからである。 もりくだる者を勝利をもってった。

大そののどには神をあがめる歌があり、 たっちもろの民を懲らし、 もろもろの民を懲らし、 もろもろの民を懲らし、 もろもろの民を懲らし、 たっしるされたさばきを鉄のかせで縛りつけ、 ないしるされたさばきを彼らに行うためである。 たっしるされたさばきを彼らに行うためである。 たっしるされたさばきを彼らに行うためである。 たっしるされたさばきを彼らに行うためである。 たっしるされたさばきを彼らに行うためである。 たっしるされたさばきを彼らに行うためである。

その床の上で喜び歌わせよ。

#### 五〇篇

第

国 鼓と踊りとをもって主をほめたたえよ。
こまをほめたたえよ。
その中でれて大いなることのゆえに主をほめたたえよ。
こそのすぐれて大いなることのゆえに主をほめたたえよ。
主をほめたたえよ。
主をはめたたえよ。
ニラッパの声をもって主をほめたたえよ。
ニラッパの声をもって主をほめたたえよ。
っつる まと かと とも つて主をほめたたえよ。

#### 筒に 言ん

#### 第一章

ダビデの子、

イスラエルの王ソロモンの箴言。

во しどう え がく すすかしこ もの しどう え がく すすがく まの 四思慮のない者に悟りを与え、公平の教訓をうけさせ、 <sup>ヵ</sup>それらは、 母の教を捨ててはならない。 へわが子よ、あなたは父の教訓を聞き、 主を恐れることは知識のはじめである、 \*人はこれによって箴言と、たとえと、 さとい者は指導を得る。 若い者に知識と慎みを得させるためである。 三賢い行いと、正義と公正と 悟りの言葉をさとらせ、 これは人に知恵と教訓とを知らせ、 あなたの首の飾りとなるからである。 賢い者の言葉と、そのなぞとを悟る。 わが子よ、悪者があなたを誘っても、 あなたの頭の麗しい冠となり、

> Iへ彼らは自分の血を待ち伏せし、網を張るのは、むだである。 われわれは待ち伏せして、人の血を流し、 血を流すことに速いからだ。 奪い取った物で、われわれの家を満たそう。 三陰府のように、彼らを生きたままで、のみ尽し、 罪のない者を、ゆえなく伏してねらい、『\*\* それに従ってはならない。 ますべて鳥の目の前で 「大彼らの足は悪に走り、 あなたの足をとどめて、彼らの道に行ってはならない。 われわれは共に一つの金袋を持とう」と言っても、 |玉わが子よ、彼らの仲間になってはならない、 |四あなたもわれわれの仲間に加わりなさい、 このれわれは、さまざまの尊い貨財を得い こ 彼らがあなたに向かって、「一緒に来なさい。

市場にその声をあげ、この知恵は、ちまたに呼ばわり、これはその持ち主の命を取り去るのだ。

自分の命を伏してねらうのだ。

ーカ すべて利をむさぼる者の道はこのようなものである。

三城壁の頂で叫び、町の門の入口で語る。 ないことを好むのか。 三「思慮のない者たちよ、あなたがたは、いつまで思慮の

三 自分の行いの実を食らい、 すべての戒めを軽んじたゆえ、 すべての戒めを軽んじたゆえ、

IO わたしの勧めに従わず、

自分の計りごとに飽きる。

愚かな者は、いつまで、知識を憎むのか。 あざける者は、いつまで、あざけり楽しみ、

わたしの言葉を、あなたがたに知らせる。 見よ、わたしは自分の思いを、あなたがたに告げ、

『 いっぱん こうしょ おしまん あなたがたに告げ、

災に会う恐れもなく、安全である」。

愚かな者の安楽はおのれを滅ぼす。

三思慮のない者の不従順はおのれを殺し、

手を伸べたが、 顧みる者はなく、 三のわたしは呼んだが、あなたがたは聞くことを拒み、

三、わたしもまた、あなたがたが災にあう時に、笑い、 わたしの戒めを受けなかったので、 ニョ かえって、あなたがたはわたしのすべての勧めを捨て、

こせこれは恐慌が、あらしのようにあなたがたに臨み、 あなたがたが恐慌にあう時、あざけるであろう。

悩みと悲しみとが、あなたがたに臨む時である。 災が、つむじ風のように臨み、

しかし、 わたしは答えない。 三へその時、彼らはわたしを呼ぶであろう、

ひたすら、わたしを求めるであろう、

これ彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、 しかし、わたしに会えない。

III わたしの戒めに心をとめよ、

第二章

こあなたの耳を知恵に傾け、 わたしの戒めを、あなたの心におさめ、 дあなたは、主を恐れることを悟り、 四銀を求めるように、これを求め、 ョしかも、もし知識を呼び求め、 かくれた宝を尋ねるように、これを尋ねるならば、 悟りを得ようと、あなたの声をあげ、 あなたの心を悟りに向け、 わたしの言葉を受け、 - わが子よ、もしあなたが

神を知ることができるようになる。

このでは正しい道を離れて、暗い道に歩み、かれ ただ みち はな くら みち あゆ 三悪の道からあなたを救い、 悟りはあなたを保って、 二 慎みはあなたを守り、 知識があなたの魂に楽しみとなるからである。 10これは知恵が、あなたの心にはいり 公平とすべての良い道を悟る。 その神に契約したことを忘れている。 |も彼女は若い時の友を捨て、 言葉の巧みな、みだらな女から救う。 偽りをいう者から救う。 ぱっね | h すべて彼女のもとへ行く者は、帰らない、| < その家は死に下り、その道は陰府におもむく。 |五その道は曲り、その行いは、よこしまである。 < 慎みと悟りはまたあなたを遊女から救い、

> 三 正しい人は地にながらえ、 こっこうして、あなたは善良な人々の道に歩み、 三しかし悪しき者は地から断ち滅ぼされ 誠実な人は地にとどまる。 正しい人々の道を守ることができる。 不信実な者は地から抜き捨てられる。 また命の道にいたらない。

#### 第三章

れそのとき、あなたは、ついに正義と公正、

<公正の道を保ち、その聖徒たちの道筋を守られる。

+ 彼は正しい人のために、確かな知恵をたくわえ、

誠実に歩む者の盾となって、

知識と悟りとは、み口から出るからである。\*これは、主が知恵を与え、

主が知恵を与え、

五心をつくして主に信頼せよ、 しゅ しんらい = そうすれば、これはあなたの日を長くし、 自分の知識にたよってはならない。 恵みと、誉とを得る。 それをあなたの首に結び、心の碑にしるせ。 = いつくしみと、まこととを捨ててはならない、 命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。 わたしの戒めを心にとめよ。 - わが子よ、わたしの教を忘れず、 そうすれば、 すべての道で主を認めよ、 主はあなたの道をまっすぐにされる。

れあなたの財産と、 左の手には富と、誉がある。 銀によって得るものにまさり、 ^ そうすれば、あなたの身を健やかにし、 主を恐れて、悪を離れよ。 t 自分を見て賢いと思ってはならない、 - 六その右の手には長寿があり、 あなたの望む何物も、これと比べるに足りない。 その利益は精金よりも良いからである。 四知恵によって得るものは、 悟りを得る人はさいわいである。 三知恵を求めて得る人、 あたかも父がその愛する子を戒めるように。 三主は、愛する者を、一戒められるからである、 その戒めをきらってはならない。 こわが子よ、主の懲しめを軽んじてはならない。 あなたの酒ぶねは新しい酒であふれる。 すべての産物の初なりをもって主をあがめよ。 あなたの骨に元気を与える。 In 知恵は宝石よりも尊く、 □○そうすれば、あなたの倉は満ちて余り、 + その道は楽しい道であり、

三 わが子よ、確かな知恵と、 慎みとを守って、 こ0 その知識によって海はわきいで、雲は露をそそぐ。 三五あなたはにわかに起る恐怖を恐れることなく、 ニニこうして、あなたは安らかに自分の道を行き、 三 それはあなたの魂の命となり これをしっかり捕える人はさいわいである。 こせあなたの手に善をなす力があるならば わなに捕われさせられないからである。 あなたの足を守って、 三、これは、主があなたの信頼する者であり、 悪しき者の滅びが来ても、それを恐れることはない。 伏すとき、あなたの眠りはここちよい。 三のあなたは座しているとき、恐れることはなく、 あなたの足はつまずくことがない。 それをあなたの目から離してはならない。 悟りをもって天を定められた。 In 主は知恵をもって地の基をすえ、 その道筋はみな平安である。 さし控えてはならない。 これをなすべき人になすことを あなたの首の飾りとなる。 | A 知恵は、これを捕える者には命の木である、

#### 第四章

悟りを得るために耳を傾けよ。 - 子供らよ、父の教を聞き、

三 暴虐な人を、うらやんではならない、 En 知恵ある者は、 誉を得る、 Em 彼はあざける者をあざけり、 しかし、正しい人のすまいは主に恵まれる。 III よこしまな者は主に憎まれるからである、 そのすべての道を選んではならない。 IOもし人があなたに悪を行ったのでなければ、 これに向かって、悪を計ってはならない。 これあなたの隣り人がかたわらに安らかに住んでいる時に しかし、愚かな者ははずかしめを得る。 三三主の、のろいは悪しき者の家にある、 しかし、正しい者は主に信任される。 ゆえなく、これと争ってはならない。 あす、それをあげよう」と言ってはならない。 へりくだる者に恵みを与えられる。 「去って、また来なさい。

I あなたが物を持っている時、その隣り人に向かい、

こわたしは、良い教訓を、あなたがたにさずける。
こわたしの教を捨ててはならない。
こわが母の目には、ひとりのいとし子であった。
かなける。
これをしてはならない。
これをしていました。
これを表れることなく、
これを愛せよ、それはあなたを守る。
それを愛せよ、それはあなたを守る。
それを愛せよ、それはあなたを守る。
それを愛せよ、それはあなたを守る。
それを夢べ、そうすれば、それはあなたを尊くする。
もしそれをいだくならば、それはあなたを尊くする。もしそれをいだくならば、それはあなたを尊らあげる、たれなあなたの頭に麗しい飾りを置き、

 栄えの冠をあなたに与える」。

このわが子よ、わたしの言葉に心をとめ、 それを守れ、それはあなたの命である。 走る時にも、つまずくことはない。 三三油断することなく、あなたの心を守れ、 またその全身を健やかにするからである。 三それは、これを得る者の命であり、 あなたの心のうちに守れ。 三それを、あなたの目から離さず、 わたしの語ることに耳を傾けよ。 彼らは何につまずくかを知らない。 In 悪しき人の道は暗やみのようだ、 | \*\* 彼らは悪を行わなければ眠ることができず、 それを離れて進め。 悪しき者の道を歩んではならない。 |= 教 訓をかたくとらえて、離してはならない II あなたが歩くとき、その歩みは妨げられず、 いよいよ輝きを増して真昼となる。 |四よこしまな者の道に、はいってはならない、 |<正しい者の道は、夜明けの光のようだ、 | 〒それを避けよ、通ってはならない、

> いのよいずみ に国 曲った言葉をあなたから捨てさり、 に国 曲った言葉をあなたから捨てさり、 に国 曲った言葉をあなたから遠ざけよ。 よこしまな談話をあなたから遠ざけよ。 に あなたの目は、まっすぐに正 面を見、 まっすがに正 面を見、 は、あなたの首に気をつけよ、 ですれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。 そうすれば、あなたのすべての道は安全である。

#### 第五章

これは、あなたが慎みを守り、これは、あなたが慎みを守り、これは、あなたが慎みを守り、これは、あなたが慎みを守り、の言葉は油よりもなめらかである。その言葉は油よりもなめらかである。その言葉は油よりもなめらかである。もろ刃のつるぎのように鋭くなる。もろ刃のつるぎのように鋭くなる。もろ刃のつるぎのように鋭くなる。もろ刃のつるぎのように鋭くなる。その歩みは陰府の道におもむく。

その家の門に近づいてはならない。 ハあなたの道を彼女から遠く離し、 セ子供らよ、今わたしの言うことを聞け 水の流れを、ちまたに流してよかろうか。 - 六あなたの泉を、外にまきちらし、 自分の井戸から、わき出す水を飲むがよい。 In あなたは自分の水ためから水を飲み、 わたしは、破滅に陥りかけた」と。 わたしを教える者に耳を傾けず、 心に戒めを軽んじ、 三言うであろう、「わたしは教訓をいとい、 あなたの身と、からだが滅びるとき、泣き悲しんで、 こそしてあなたの終りが来て、 あなたの労苦は他人の家に行く。 このおそらくは他人があなたの資産によって満たされ あなたの年を無慈悲な者にわたすに至る。 ヵおそらくはあなたの誉を他人にわたし、 <sup>藤薫れ</sup>
たにん わたしの口の言葉から、離れ去ってはならない。 I = 教師の声に聞き従わず、 四集まりの中、会衆のうちにあって、

して それを自分だけのものとし、
これ あなたの泉に祝 福を受けさせ、
これ あなたの泉に祝 福を受けさせ、
まかのじょ をいいつも、その乳ぶさをもって満足し、
これ 彼女は愛らしい雌じか、美しいしかのようだ。
れ 彼女は愛らしい雌じか、美しいしかのようだ。
これ 彼女は愛らしい雌じか、美しいしかのようだ。
これ 彼女は愛らしい雌じか、美しいしかのようだ。
これ 彼女は愛をもって常に喜べ。
ここ 人の道は主の目の前にあり、
ここ 大の道は主の目の前にあり、
ここ 彼は、教 まいないために死に、
ここ 彼は、教 まいないために死に、
その愚かさの大きいことによって滅びる。
その愚かさの大きいことによって滅びる。

\* 彼女はいのちの道に心をとめず、

その道は人を迷わすが、彼女はそれを知らない。

#### 第六章

こもしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、他人のために手をうって誓ったならば、性に人のために保証人となり、ことは、ひとめに保証人となり、「わが子よ、あなたがもし」

四あなたの日の言葉によって捕えられたならば、まわが子よ、その時はこうして、おのれを救え、あなたは隣り人の手に陥ったのだから。あなたは隣り人の手に陥ったのだから。あなたの口の言葉によって捕えられたならば、あなたの口の言葉によって捕えられたならば、

ェかもしかが、かりゅうどの手からのがれるように.あなたのまぶたを、まどろませず、

そのすることを見て、知恵を得よ。
\*\*なまけ者よ、ありのところへ行き、おのれを救え。
おのれを救え。
\*\*おのもまで、おのもまで、おのもまで、おのもない。

刈入れの時に、かてを集める。^ タック いっとき 物をそなえ、^ 夏のうちに食 物をそなえ、これないが、 せありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、

○しばらく眠り、しばらくまどろみ、いつ目をさまして起きるのか。なまけ者よ、いつまで寝ているのか、

乏しさは、つわもののようにあなたに来る。 -- それゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、手をこまぬいて、またしばらく休む。

偽りの言葉をもって行きめぐり、いっと いっと いっと いっと いっと いっと いっと ひと あしき人は ここ よこしまな人、悪しき人は

|四よこしまな心をもって悪を計り、 |三目でめくばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、

絶えず争いをおこす。

たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。「虽それゆえ、『災は、にわかに彼に臨み、

罪なき人の血を流す手、
「ス 主の憎まれるものが六つある、「ス 主の憎まれるものが六つある、「ス 主の憎まれるものが六つある。」、 主の憎まれるものが六つある、

1へ悪しき計りごとをめぐらす心、

- ヵ 偽りをのべる証 人、
いっゎ しょうにん
すみやかに悪に走る足、

このわが子よ、あなたの父の戒めを守り、また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。

あなたの母の教を捨てるな。

あなたの首のまわりにつけよ。 ニー つねに、これをあなたの心に結び、

あなたが寝るとき、あなたを守り、ここれは、あなたが歩くとき、あなたを導き、

教訓の懲しめは命の道である。 LEE 戒めはともしびである、教は光である、 かましている。なり、あなたと語る。 あなたが目ざめるとき、あなたと語る。

7

人は彼を軽んじないであろうか。 これその隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。その足が、焼かれないであろうか。 しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。これ遊女は一塊のパンのために雇われる、 ミ 女と姦淫を行う者は思慮がない。 三 もし捕えられたなら、その七倍を償い、 その飢えを満たすために盗むならば、 その着物が焼かれないであろうか。 こま彼女の麗しさを心に慕ってはならない、 III ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、 その恥をすすぐことができない。 ≡≡傷と、はずかしめとを受けて これを行う者はおのれを滅ぼし、 その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。 EO 盗びとが飢えたとき、 すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。 ニスまた人は、熱い火を踏んで、 ニート 人は火を、そのふところにいだいて そのまぶたに捕えられてはならない。 みだらな女の、 巧みな舌に惑わされぬようにする。

多くの贈り物をしても、和らがない。
これどのようなあがない物をも顧みず、
しいのようなあがない物をも顧みず、
しいのようなあがない物をも顧みず、
しいのような。
いっとき、容赦することはない。

三回これは、

あなたを守って、悪い女に近づかせず、

#### 第七章

- わが子よ、わたしの言葉を守り、
- わが子よ、わたしの戒めをあなたの心にたくわえよ。
- わたしの戒めをあなたの心にたくわえよ。
- わたしの戒めを守ること、ひとみを守るようにせよ。
- これをあなたの心の碑にしるせ。
- これをあなたの心の碑にしるせ。
- これをあなたの心の碑にしるせ。
- これをあなたの心の碑にしるせ。
- まそうすれば、これはあなたを守って遊女に迷わせず、言葉巧みな、みだらな女に近づかせない。
- たわたしはわが家の窓により、
- たりの知恵のない者のうちに、若い者のうちに、若い者のうちに、若い者のうちに、若い者のうちに、その家に行く道を、
- その家に行く道を、

恥しらぬ顔で彼に言う、 この女は彼を捕えて口づけし、 -○見よ、遊女の装いをした陰険な女が彼に会う。また夜中に、また暗やみに歩いていった。 またな かれ ある 三0 手に金 袋を持って出ました。 遠くへ旅立ち、たびだ 「ヵ 夫は家にいません」 あなたを尋ね、あなたに会いました。 きょう、その誓いを果しました。 すみずみに立って人をうかがう。 その足は自分の家にとどまらず、 ここの女は、騒がしくて、慎みなく、 わたしの床をにおわせました。 エジプトのあや布を敷き、 情をつくし、愛をかわして楽しみましょう。 |<さあ、わたしたちは夜が明けるまで、 |も没薬、ろかい、桂皮をもって |玉それでわたしはあなたを迎えようと出て、 三 ある時はちまたにあり、ある時は市場にあり、 〒 わたしは床に美しい、しとねと、 四「わたしは酬恩祭をささげなければならなかったが

nたそがれに、よいに、

#### <sup>界八章</sup>

死のへやへ下って行く。

悟りは声をあげないのか。- 知恵は呼ばわらないのか、

もわが口は真実を述べ、 わがくちびるは正しい事を語り出す。 精金よりも、むしろ知識を得よ。 四「人々よ、わたしはあなたがたに呼ばわり、 正門の入口で呼ばわって言う、 これと比べるにたりない。 二 知恵は宝石にまさり、 ポ ネ゚ ロラセゼ ○あなたがたは銀を受けるよりも、 知識を得る者の正しとするところである。 ヵこれはみな、さとき者の明らかにするところ! そのうちに偽りと、よこしまはない。 へわが口の言葉はみな正しい、 わがくちびるは悪しき事を憎む。 愚かな者よ、知恵を得よ。 ゅうなった。 なる。 я思慮のない者よ、悟りを得よ、 声をあげて人の子らを呼ぶ。 三町の入口にあるもろもろの門のかたわら、 ここれは道のほとりの高い所の頂、 あなたがたの望むすべての物は 三 知恵であるわたしは悟りをすみかとし、 ちまたの中に立ち、 わたしの教を受けよ、

すぐれた宝と繁栄もまたそうである。「<富と誉とはわたしにあり、 偽りの言葉とを憎む。 いっと ことば にく おごりと、 悪しき道と、 おごりと、 悪しき道と、 そのわざの初めとして、わたしを造られた。 三主が昔そのわざをなし始められるとき、 このわたしは正義の道、公正な道筋の中を歩み、 III いにしえ、地のなかった時、 またその倉を満ちさせる。 わたしの産物は精銀にまさる。 わたしをせつに求める者は、わたしに出会う。 「カわたしの実は金よりも精金よりも良く、 こもわたしは、わたしを愛する者を愛する、 つかさたる者は地を治める。 I たわたしによって、主たる者は支配し、 豆 わたしによって、王たる者は世を治め、 わたしには悟りがあり、わたしには力がある。 |四計りごとと、確かな知恵とは、わたしにある、 三主を恐れるとは悪を憎むことである。

知識と慎みとをもつ。

これを捨ててはならない。

地のちりのもとをも造られなかった時である。 これ すなわち神がまだ地をも野をも、 こ 出 山もまだ定められず、丘もまだなかった時、 こ はすでに生れた。 かたしはすでに生れた。 かましはすでに生れた。 かましばすでに生れた。 かましばすでに生れた。 かましばすでに生れた。 かましばすでに生れた。 かましばすでに生れた。 かましばすでに生れた。 かましばなかった時、 からりのもとをも造られなかった時である。 とき 初めに、わたしは立てられた。

> ■四 わたしの言うことを聞き、 ■ おたしの門のかたわらでうかがい、 日々わたしの門のかたわらでうかがい、 三 それは、わたしを得る者は命を得、 ・ おいの声目の柱のわきで待つ人はさいわいである。 ・ これは、わたしを得る者は命を得、 ・ これは、わたしを得る者は命をそこなう、 ・ これは、わたしを得る者は命をそこなう、 ・ これは、わたしを問むがいの。

#### 第九章

わたしはそこにあった。

こせ彼が天を造り、海のおもてに、大空を張られたとき、

一知恵はしおみの家を建て、 一知恵はしおみの家を建て、 こ 獣をほふり、酒を混ぜ合わせて、 こ 獣をほふり、酒を混ぜ合わせて、 こ はしためをつかわして、 こ はしためをつかわして、 町の高い所で呼ばわり言わせた、 町の高い所で呼ばわり言わせた、 町の高い所で呼ばわり言わせた、 また、知恵のない者よ、ここに来れ」と。 また、知恵のない者よ。ここに来れ」と。 また、知恵のない者に言う、 また、知恵のない者に言う、 また、知恵のない者に言う、 また、知恵のない者に言う、 また、知恵のない者に言う、 たりの混ぜ合わせた酒をのみ、 たりの。また、知恵のないおでき捨てて命を得、 たりの。また、知恵のないおでき捨てて命を得、 でいまして、 ないまして、 ないまして、 ないまして、 ないまして、 はいる。 はい。 はいる。 は

正しい者を教えよ、彼は学に進む。彼はますます知恵を得る。 聖なる者を知ることは、悟りである。 - ○ 主を恐れることは知恵のもとである、 れ知恵ある者に教訓を授けよ、 まの、きょうくん さづ 知恵ある者を責めよ、彼はあなたを愛する。おそらく彼はあなたを憎むであろう。 悪しき者を責める者は自ら傷を受ける。 また知恵のない人に向かってこれに言う、 In 道を急ぐ行き来の人を招いて言う、 町の高い所にある座にすわり、 -四彼女はその家の戸口に座し、 || 愚かな女は、騒がしく、みだらで、恥を知らない。 あなたひとりがその責めを負うことになる。 もしあなたがあざけるならば、 あなた自身のために知恵があるのである。 三もしあなたに知恵があるならば あなたの命の年は増す。 こわたしによって、あなたの日は多くなり、 へあざける者を 責めるな、 tあざける者を戒める者は、 「思慮のない者よ、ここに来れ」と。 自ら恥を得、

#### 第

- モ「盗んだ水は甘く、

ひそかに食べるパンはうまい」と。

悪しき者の口は暴虐を隠す。 \* 正しい者のこうべには祝福があり、 だっぱん はん でんしゅくぶく かく こうべいは祝福があり、 刈入れの時に眠る者は恥をきたらせる子である。 夏のうちに集める者は賢い子であり、 勤め働く者の手は富を得る。 四手を動かすことを怠る者は貧しくなり、四手を動かすことを怠る者は貧しくなり、 三主は正しい人を飢えさせず、 正義は人を救い出して、死を免れさせる。 ニ不義の宝は益なく、 愚かな子は母の悲しみとなる。 知恵ある子は父を喜ばせ、 悪しき者の欲望をくじかれる。 t正しい者の名はほめられ リロモンの箴言。 

悪しき者の口は暴虐を隠す。こ正しい者の口は命の泉である、こ正しい者の口は命の泉である、 悪しき者の利得は罪に至る。

「ただ」もの、りとく、「み、いた」
これ正しい者の受ける賃銀は命に導き、 あからさまに、 戒める者は平和をきたらせる。 □○目で、めくばせする者は憂いをおこし、 ヵまっすぐに歩む者の歩みは安全である、 あります。 あんぜん It 教訓を守る者は命の道にあり、 貧しい者の乏しきは、その滅びである。 | 五 富める者の宝は、その堅き城であり、 愚かな者のむだ口は、今にも滅びをきたらせる。 四知恵ある者は知識をたくわえる、 知恵のない者の背にはむちがある。 三さとき者のくちびるには知恵があり、 愛はすべてのとがをおおう。 三憎しみは、争いを起し、 しかし、その道を曲げる者は災にあう。 むだ口をたたく愚かな者は滅ぼされる。 そしりを口に出す者は愚かな者である。 「<憎しみを隠す者には偽りのくちびるがあり、

へ心のさとき者は戒めを受ける、

酢が歯をいため、煙が目を悩ますようなものだ。 \*\*\* なまけ者は、これをつかわす者にとっては、 こへ正しい者の望みは喜びに終り、 こせ主を恐れることは人の命の日を多くする、 三正しい者のくちびるは多くの人を養い、 悪しき者の望みは絶える。 悪しき者の年は縮められる。 正しい者は永久に堅く立てられる。たれる。ないきゅう。かたった。 悪しき者は、もはや、いなくなり、 In あらしが通りすぎる時、 三四悪しき者の恐れることは自分に来り、 さとき人には賢い行いが楽しみである。 三番かな者は、戯れ事のように悪を行う、 三主の祝福は人を富ませる、 愚かな者は知恵がなくて死ぬ。 悪しき者の心は価値が少ない。 この正しい者の舌は精銀である、 自分のくちびるを制する者は知恵がある。 In 言葉が多ければ、とがを免れない、 主はこれになんの悲しみをも加えない。

ニカ 主は、まっすぐに歩む者には城であり、

い者はその正義によって救われ

悪しき者の口は偽りを語る。
悪しき者の口は偽りを語る。
ここでしい者はいつまでも動かされることはない、
ここでしい者の口は知恵をいだし、
いった。 はの がき 知恵をいだし、
はいの話は抜かれる。 はの だけ はの がき かき はの がら から がっ から は が れる ことはない さい は かい ことができない。 ましき者の いっぱい かいことができない。 ましき者の いっぱい かいことができない。

#### 第一一章

このはかりは主に憎まれ、これがある。 こ高ぶりが来れば、恥もまた来る、これがよっな者には知恵がある。 へりくだる者には知恵がある。 こだしい者の誠実はその人を滅ぼす。 こだしい者の誠実はその人を滅ぼす。 こだしい者の誠実はその人を滅ぼす。 をというが来れば、恥もまた来る、 こだしい者の誠実はその人を滅ぼす。 をないかりの日に益なく、 四宝は終りの日に益なく、 四宝はがりの日に益なく、 四宝はがりの日に益なく、 本がよりの日に益なく、 ではないからと、 ではないが、であれさせる。 ではないが、である。 ではないが、ではないが、である。 ではないが、ではないが、ではないが、である。 ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが

いつくしみある者はおのれ自身に益を得、

人を潤す者は自分も潤される。 UN Self to UNA Self いると Self to UNA Self ものいるい者は富み、 三確かに、悪人は罰を免れない、 この心のねじけた者は主に憎まれ、悪を追い求める者は死を招く。 三、穀物を、しまい込んで売らない者は民にのろわれる、 In 施し散らして、なお富を増す人があり、 悪しき者の望みは怒りに至る。 三正しい者の願いは、すべて良い結果を得いない。 金の輪の、ぶたの鼻にあるようだ。 三美しい女の慎みがないのは、 悪を求める者には悪が来る。 こせ善を求める者は恵みを得る、 それを売る者のこうべには祝福がある。 かえって貧しくなる者がある。 与えるべきものを惜しんで、
\*\*\* しかし正しい人は救を得る。 まっすぐに道を歩む者は彼に喜ばれる。 - n 正義を堅く保つ者は命に至り、 せいぎ かた たも もの いのち いた 正義を播く者は確かな報いを得る。 |<悪しき者の得る報いはむなしく、

正しい者は木の青葉のように栄える。これ自分の富を頼む者は衰える、これ自分の富を確しめる者は風を所有とする、これ自分の家族を苦しめる者は風を所有とする、思かな者はいめでさとき者のしもべとなる。思い正しい者の結ぶ実は命の木である、不法な者は人の命をとる。不法な者は人の命をとる。

残忍な者はおのれの身をそこなう。

# 第一二章

- 戒めを愛する人は知識を愛する、
- 戒めを愛する人は知識を愛する、
- 神のにない。
- 神のになる。
- 神のにない。
- 神のである。
- 神のにない。
- 神のである。
- 神のではない。
- 神のである。
- 神のではない。
- 神のである。

無益な事に分うさは知恵がない。 こ 自分の田地を耕す者は食 糧に飽きる、こ 自分の田地を耕す者は食 糧に飽きる、悪しき者は残忍をもって、あわれみとする。 はの さんにん しょく とぼ しゅうし かずから高ぶって食に乏しい者にまさる。 みずから高ぶって食に乏しい者にまさる。 みずから高ぶって食に乏しい者にまさる。 ヵ身分の低い人でも自分で働く者は、 ふぶん ひく ひと しぶん ほたら to 心のねじけた者は、卑しめられる。 セ悪しき者は倒されて、うせ去る、 しかし知恵ある者は勧めをいれる。 しかし正しい人は悩みをのがれる。 三三悪人はくちびるのとがによって、 正しい人の根は堅く立つ。 三悪しき者の堅固なやぐらは崩壊する、 <人はその悟りにしたがって、ほめられ、 正しい人の家は堅く立つ。ただいひといえいたかたかた || 愚かな人は、すぐに怒りをあらわす、 かし賢い人は、はずかしめをも気にとめない。 八はその口の実によって、幸福に満ち足り、 わなに陥る、

正しい人の口は人を救う。

こせ 怠る者は自分の獲物を捕えない、もこだ もの じぶん きゅの とらしかし悪しき者は自ら道に迷う。 In 正しい人は悪を離れ去る、 これ心に憂いがあればその人をかがませる、 In 勤め働く者の手はついに人を治める、 真実を行う者は彼に喜ばれる。 三 偽りを言うくちびるは主に憎まれ 三正しい人にはなんの害悪も生じない。 この悪をたくらむ者の心には欺きがあり、偽りを言う舌は、ただ、まばたきの間だけである。いっと 怠る者は人に仕えるようになる。 III さとき人は知識をかくす、 しかし悪しき者は災をもって満たされる。 善をはかる人には喜びがある。 偽りの証人は偽りを言う。いつわ しょうにん いつわ Iも真実を語る人は正しい証言をなし、 しかし親切な言葉はその人を喜ばせる。 In 真実を言うくちびるは、いつまでも保つ、 しかし知恵ある人の舌は人をいやす。 みだりに言葉を出す者がある、 しかし愚かな者は自分の愚かなことをあらわす。 一つるぎをもって刺すように、

# 第一三章

しかし誤りの道は死に至る。
これで義の道には命がある、
これで義の道には命がある、
しかし勤め働ぐ人と尊い宝を獲る。

□ 知恵ある子は父の教訓をきく、
□ 知恵ある子は父の教訓をきく、
□ 対応のよう ひと くちびるを大きく開く者には滅びが来る。
□ 口を守る者はその命を守る、
□ 口を守る者はその命を守る、
□ 口を守る者はその命を守る、
□ 口を守る者はその命を守る、
□ 口を守る者はその命を守る、
□ しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。
しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。
しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。
こと はたら もの ごぶっぱん しかし動め働く者の心は豊かに満たされる。
こと はたら もの ごぶっぱん しかし動め働く者の心は豊かに満たされる。
こと はたら もの ごぶっぱん しかし 動め働く者の心は豊かに満たされる。
しかし動め働く者の心は豊かに満たされる。
しかし動め働く者の心は豊かに満たされる。

罪は悪しき者を倒す。
本工義は道をまっすぐ歩む者を守り、
本工義は道をまっすぐ歩む者を守り、
しかし悪しき人は恥ずべく、忌まわしくふるまう。

くいきまさり がとりがより、貧しいと偽って、多くの富を持つ者がいる。まず いっち いっち とみ せ せのます にあ いると偽って、何も持たない者がいる、セ 富んでいると偽って、何も持たない者がいる、

しかし貧しい者にはあがなうべき富がない。<人の富はその命をあがなう、

これおおよそ、さとき者は知識によって事をおこない、しかし、不信実な者の道は滅びである。 ま 食 食い きゅうぎょ きゅう きゅうき という まっぱい まっぱい ほんしょう かいこ まっぱい ほうしゅう ない できる これによって死のわなをのがれることができる。

しかし忠実な使者は人を救う。
こも悪しき使者は人を災におとしいれる、
いっというです。
しょれ、いっともない。
思かな者は自分の愚を見せびらかす。

愚かな者は悪を捨てることをきらう。
「ハ 貧乏と、はずかしめとは教 訓を捨てる者に来る、「ハ 貧乏と、はずかしめとは教 訓を捨てる者に来る、

□ 知恵ある者とともに歩む者は知恵を得る。
□ 知恵ある者とともに歩む者は知恵を得る。
□ 知恵ある者とともに歩む者は知恵を得る。
□ がいっまった。
□ がいっまっ

# 第一四章

しかし悪しき者の腹は満たされない。

> 三人が見て自ら正しいとする道でも、でと、み、みずか、ただしい者の幕屋は栄える。 正しい者は、その恵みを受ける。 л神は悪しき者をあざけられる、 セ 愚かな者の前を離れ去れ、 偽りの証人はうそをつく。 я 真実な証<br />
> 人はうそをいわない、 善良な人もまたその行いの実を刈り取る。 その喜びには他人はあずからない。 さとき者は知識を得ることがたやすい。 \* あざける者は知恵を求めても得られない、 牛の力によって農作物は多くなる。 I= 笑う時にも心に悲しみがあり、 その終りはついに死に至る道となるもの I 悪しき者の家は滅ぼされ、 10心の苦しみは心みずからが知る、 そこには知識の言葉がないからである。 |四 心のもとれる者はそのしわざの実を刈り 喜びのはてに憂いがある。 がある。

в 思慮のない者はすべてのことを信じる はないます。

これまことの証人は人の命を救う、 愚かな者の花の冠はただ愚かさである。 Im知恵ある者の冠はその知恵である、 しかし口先だけの言葉は貧乏をきたらせるだけだ。 三二すべての勤労には利益がある、 善を計る者にはいつくしみと、まこととがある。 三悪を計る者はおのれを誤るではないか、 貧しい人をあわれむ者はさいわいである。 三隣り人を卑しめる者は罪びとである、 しかし富める者は多くの友をもつ。 IO 貧しい者はその隣にさえも憎まれる、 悪しき者は正しい者の門にひれ伏す。 さとき者は知識をもって冠とする。 三、主を恐れることによって人は安心を得、 偽りを吐く者は裏切者である。 | 丸悪人は善人の前にひれ伏し、

この子らはのがれ場を得る。
これを死のわなからのがれさせる。
これを死のおないは民を失うことにある。
これを死の短い者は民かさをあらわす。
これをかかないは身の命である。
これを死りをおきれているがは場を得る。
これを死りためれることにあり、

賢い者は忍耐強い。

|<思慮のない者は愚かなことを自分のものとする、

1世怒りやすい者は愚かなことを行い、

愚かな者は高ぶって用心しない。

| 六知恵ある者は用心ぶかく、悪を離れる、

さとき者は自分の歩みを慎む。

恥をきたらす者はその怒りにあう。 重 賢いしもべは王の悪みをうけ、

三四正義は国を高くし、

罪は民をはずかしめる。

愚かな者の心に知られない。

激しい言葉は怒りをひきおこす。

柔かい答は憤りをとどめ、

ニ知恵ある者の舌は知識をわかち与え、

> 人の心はなおさらである。 愚かな人はその母を軽んじる。 この知恵ある子は父を喜ばせる、 心の楽しい人は常に宴会をもつ。 心に憂いがあれば気はふさぐ。 正しい者の道は平らかである。 怒りをおそくする者は争いをとどめる。 肥えた牛を食べて互に憎むのにまさる。 多くの宝をもって苦労するのにまさる。 | \* 少しの物を所有して主を恐れるのは、 |= 心に楽しみがあれば顔色も喜ばしい、 こ 陰府と滅びとは主の目の前にあり、 は み ほう しゅ め まえ |八 憤りやすい者は争いをおこし In 悩んでいる者の日々はことごとくつらく、 愚かな者の口は愚かさを食物とする。 また知恵ある者に近づかない。 ーホ なまけ者の道には、いばらがはえしげり、 こも野菜を食べて互に愛するのは、 三あざける者は戒められることを好まない、 四さとき者の心は知識をたずね、

乱暴な言葉は魂を傷つける。
四優しい舌は命の木である、

悪人と善人とを見張っている。

三主の目はどこにでもあって、愚かな者の口は愚かを吐き出す。

三無知な者は愚かなことを喜び、

さとき者はまっすぐに歩む。

よい知らせは骨を潤す。これ主は悪しき者に遠ざかり、正しい者の祈を聞かれる。これ主は悪しき者に遠ざかり、正しい者の祈を聞かれる。 悪しき者の口は悪を吐き出す。ニハ正しい者の心は答えるべきことを考える、 こうしてその人は下にある陰府を離れる。 IM 知恵ある人の道は上って命に至る、 三三主を恐れることは知恵の教訓である、 III 教訓を捨てる者はおのれの命を軽んじ、 知恵ある者の中にとどまる。 三ためになる戒めを聞く耳をもつ者は、 まいないを憎む者は生きながらえる。 これ不正な利をむさぼる者はその家を煩らわせる、 潔白な人の言葉は彼に喜ばれる。 ニュ悪人の計りごとは主に憎まれ、 やもめの地境を定められる。 こ五主は高ぶる者の家を滅ぼし、 もの いえ ほろ 時にかなった言葉は、いかにも良いものだ。 == 人は口から出る好ましい答によって喜びを得る、 はかる者が多ければ、それは必ず成る。 三相はかることがなければ、計画は破れる、 戒めを重んじる者は悟りを得る。

謙遜は、栄誉に先だつ。

## 第一六章

- 心にはかることは人に属し、

たの答案というの出る。
こ人の道は自分の目にことごとく潔しと見える、
こ人の道は自分の目にことごとく潔しと見える、
しかし主は人の魂をはかられる。
こまはすべての物をおのおのその用のために造り、
国主はすべての物をおのおのその用のために造り、
国主はすべての物をおのおのその用のために造り、
国主はすべての物をおのおのその用のために造り、
をしき人をも災の日のために造られた。
主はすべてがに高ぶる者は主に増まれる、
たいつくしみとまことによって、とがはあがなわれる、
主を恐れることによって、人は悪を免れる。
主はその人の敵をもその人と和らがせられる。
というでと、なは罰を免れない。
ない道が主を喜ばせる時、
しゅんできるとによって得たわずかなものは、
不養によって得たわずかなものは、
不孝によって得たわずかなものは、
ないまにまさる。
のと、からではないない。
ないまにまさる。
ないまにまさる。
ないまにまさる。
ないまにまさる。
ないまにまさる。
ないまにまさる。
ないまによって得たわずかなものは、
ないまにまさる。

では、たき、いかりは死の使者である、
ロ里王の怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
コエの怒りは死の使者である、
こて知恵を得るのは金を得るのにまさる、
さいが、から、はないではなを得るのにまさる、
コース にいるではないにさきだつ。
こて 高ぶる者と共にいて、獲物を分けるにまさる。
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、お言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、
この 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、

こ、偽る者は争いを起し、 三心に知恵ある者はさとき者ととなえられる、 これ人が見て自分で正しいとする道があり、 魂に甘く、からだを健やかにする。 三の知恵ある者の心はその言うところを賢くし、 三知恵はこれを持つ者に命の泉となる、 くちびるが甘ければ これを良くない道に導く。 ニホ しえたげる者はその隣り人をいざない こせよこしまな人は悪を企てる、 その口が自分に迫るからである。 三、ほねおる者は飲食のためにほねおる、 その終りはついに死にいたる道となるものがある。 IM ここちよい言葉は蜂蜜のように、 その教に人を説きつける力を増す。 そのくちびるには激しい火のようなものがある。 しかし、愚かさは愚かな者の受ける懲しめである。 つげ口する者は親しい友を離れさせる。 またそのくちびるに人を説きつける力を増す。

三正正しいくちびるは王に喜ばれる、

その位が正義によって堅く立っているからである。

三悪を行うことは王の憎むところである、

袋にあるふんどうもすべて彼の造られたものである。

こ。正しいはかりと天びんとは主のものである、

□○王のくちびるには神の決定がある、 ☆ けってい

さばきをするとき、その口に誤りがない。

三しらがは栄えの冠である、

三のめくばせする者は悪を計り、

くちびるを縮める者は悪事をなし遂げる。

父は子の栄えである。

正しく生きることによってそれが得られる。 三 怒りをおそくする者は城を攻め取る者にまさる。 自分の心を治める者は城を攻め取る者にまさる。 しかはくじをひく、 まった。 よった。 よった。 というできない。 ことできることによってそれが得られる。 正 人はくじをひく、

# 第一七章

平穏であって、

せっぱいのおい、とは、は、は、は、は、は、は、は、は、いっぱいのと、できまして偽りを言うくちびるはまして偽りを言うくちびるはまして偽りを言うくちびるはまして偽りを言うくちびるは、その向かう所、どこでも彼は栄える。
たっと、おいないはこれを贈る人の目には幸運の玉のようだ、その向かう所、どこでも彼は栄える。
たっと、おりのことを言いふらす者は友を離れさせる。この一度の戒めがさとき人に徹するのは、これゆえ、彼に向かっては残忍な使者がつかわされる。この事が、彼に向かっては残忍な使者がつかわされる。この事が、彼に向かっては残忍な使者がつかわされる。この事が、たっなを離れることがない。この事が、たっなを離れることがない。この事が、たっなを離れることがない。この事が、たっなを離れることがない。この事が、たっなを離れることがない。

手にその代金を持っているのか。どうして知恵を買おうとして思いる。 紫の まん しょうしん かいのに、 これ 愚かな者はすでに心がないのに、

この二つの者はともに主に憎まれる。

|玉悪しき者を正しいとする者、正しい者を悪いとする者|

三悪しき者は人のふところからまいないを受けて、 三心の楽しみは良い薬である、 みだりに舌をもって語る者は災に陥る。 心の冷静な人はさとき人である。 こせ言葉を少なくする者は知識のある者、 尊い人を打つのは悪い。 ニュ正しい人を罰するのはよくない、 またこれを産んだ母の痛みである。 In 愚かな子はその父の憂いである、 しかし、愚かな者は目を地の果にそそぐ。 Im さとき者はその顔を知恵にむける、 さばきの道をまげる。 たましいの憂いは骨を枯らす。 愚か者の父は喜びを得ない。 三愚かな子を生む者は嘆きを得る、 この曲った心の者はさいわいを得ない、 その門を高くする者は滅びを求める。 - 九 争いを好む者は罪を好む、 その隣り人の前で保証をする。 「<知恵のない人は手をうって、 びと

そのくちびるを閉じている時は、さとき者と思われる。『<愚かな者も黙っているときは、知恵ある者と思われ』

兄弟はなやみの時のために生れる。こと友はいずれの時にも愛する、

### 第一八章

人と交わりをしない者は口実を捜し、

この人は自分の言葉の結ぶ実によって、しかし争いは、やぐらの貫の木のようだ。 った。 コエンとき者の心は知識を得、 もの こころ ちしき え こ。富める者の富はその堅き城である、 □○ 主の名は堅固なやぐらのようだ、 一ヵ助けあう兄弟は堅固な城のようだ、 かつ強い争い相手の間を決定する。「へくじは争いをとどめ、 こも先に訴え出る者は正しいように見える、 知恵ある者の耳は知識を求める。 -四人の心は病苦をも忍ぶ、 愚かであって恥をこうむる。 三事をよく聞かないで答える者は、 謙遜は栄誉にさきだつ。 三人の心の高ぶりは滅びにさきだち、 それは高き城壁のように彼を守る。 正しい者はその中に走りこんで救を得る。 しかしその訴えられた人が来て、それを調べて、事は明らか しかし心の痛むときは、だれがそれに耐えようか。

# 第一九章

正しく歩む貧しい者は、
これが知識のないのは良くない、
こ人が知識のないのは良くない、
こ人が知識のないのは良くない、
こ人が知識のないのは良くない、
こ人が知識のないのは良くない、
こ人は自分の愚かさによって道につまずき、
かえって心のうちに主をうらむ。
とな もまる またら とも つく かん 自分の証 人は罰を免れない、
いった しょうにん ばっ まぬか しょうにん はっまっか しょうにん はっまんか にった とも できる のがいった しょうにん ばっまんか しょうにん はっまんか できない。

偽りをいう者は滅びる。 もの ほろ 悟りを保つ者は幸を得る。 たも もの さいわい え |四家と富とは先祖からうけつぐもの、 妻の争うのは、雨漏りの絶えないのとひとしい。 三愚かな子はその父の災である、 その恵みは草の上におく露のようである。 あやまちをゆるすのは人の誉である。 -- 悟りは人に怒りを忍ばせる、 なおさらである。 しもべたる者が、君たる者を治めるなどは れ 偽りの証人は罰を免れない、 いつわ しょうにん ばつ まぬか へ知恵を得る者は自分の魂を愛し、 去って帰らないのである。 言葉をかけてこれを呼んでも、 ましてその友はこれに遠ざからないであろうか。 三王の怒りは、ししのほえるようであり、 ふさわしいことではない、 賢い妻は主から賜わるものである。 |○愚かな者が、ぜいたくな暮しをするのは

人はみな贈り物をする人の友となる。<気前のよい人にこびる者は多い、

三人に望ましいのは、いつくしみ深いことである、 三人の心には多くの計画がある、そうすれば、ついには知恵ある者となる。 これを滅ぼす心を起してはならない。 こ三主を恐れることは人を命に至らせ、 その施しは主が償われる。 それを口に持ってゆくことをしない。 貧しい人は偽りをいう人にまさる。 さらにくり返さねばならない。 三四なまけ者は、手を皿に入れても 常に飽き足りて、 災にあうことはない。 しかしただ主の、み旨だけが堅く立つ。 二〇勧めを聞き、教訓をうけよ、 I+ 貧しい者をあわれむ者は主に貸すのだ、 なまけ者は飢える。 宝 あざける者を打て、そうすれば思慮のない者も慎む。 たとい彼を救ってやっても、 | n 怒ることの激しい者は罰をうける、 み言葉を軽んじる者は死ぬ。 |五 怠りは人を熟 睡させる、 |<望みのあるうちに、自分の子を懲らせ、 | 六 戒めを守る者は自分の魂を守る、

## 第二〇章

ち自分は真実だという人が多い、しょうところととう人はこれをくみ出す。 セ欠けた所なく、正しく歩む人―― しかし、だれが忠信な人に会うであろうか。 尊い器は知識のくちびるである。 へさばきの座にすわる王は しかし去って後、彼は自ら誇る。「四買う者は、「悪い、悪い」という、「四買う者は、「悪い、悪い」という、 そのすることの清いか正しいかを現す。 わたしの罪は清められた」ということができようか。 その目をもって、すべての悪をふるいわける。 その後の子孫はさいわいである。 目を開け、そうすればパンに飽くことができる。 ともに主が造られたものである。 ひとしく主に憎まれる。 |= 眠りを愛してはならない、そうすれば貧しくなる、 三聞く耳と、見る目とは、 □○ 互に違った二種のはかり、二種のますは こ 幼な子でさえも、その行いによって自らを示し、 \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\* こ \*\*\*\* こ \*\*\*\*

大人のために保証する者からは、

まずその着物を取れ、

III 互に違った二種のふんどうは主に憎まれる、主を待ち望め、主はあなたを助けられる。 しゅ \*\*\* のそ 三「わたしが悪に報いる」と言ってはならない、 三初めに急いで得た資産は、 IO 自分の父母をののしる者は、 三、知恵ある王は、 その人のわなとなる。 また誓いを立てて後に考えることは、 In 軽々しく「これは聖なるささげ物だ」と言いる。 明らかにすることができようか。 人はどうして自らその道を、 四人の歩みは主によって定められる、 その終りがさいわいでない。 そのともしびは暗やみの中に消える。 くちびるを開いて歩く者と交わってはならない。 戦おうとするならば、まずよく議しなければならない。 「八計りごとは共に議することによって成る、 しかし後にはその口は砂利で満たされる。 -- 欺き取ったパンはおいしい 偽りのはかりは良くない。 |ヵ歩きまわって人のよしあしをいう者は秘密をもらす、||\*\*\*

> なる。 なる。 でと たましい しゅ こて いつくしみと、まこととは王を守る、 こて 人の魂は主のともしびであり、人の心の奥を探る。 これ いつくしみと、まこととは王を守る、 その位もまた正義によって保たれる。 その位もまた正義によって保たれる。 その位もまた正義によって保たれる。 これ 若い人の栄えはその力、 でも から でと さか である。 そのように さい である。 そのように さい である。 でも から でと さか である。 でも から では そのしらがである。 をなしな きか である。 をなしな きか でと さか でと でき でけてば心の底までも清まる。

他人のために保証する者をば抵当に取れ。

## **弗二一章**

- 王の心は、

主の手のうちにあって、

I= 耳を閉じて貧しい者の呼ぶ声を聞かない者は、悪しき者を滅びに投げいれられる。 へ罪びとの道は曲っている、 悪を行う者には滅びである。 I 五公義を行うことは、正しい者には喜びであるが、 自分が呼ぶときに、聞かれない。 三正しい神は、悪しき者の家をみとめて ニーあざけるものが罰をうけるならば、 その隣り人にも好意をもって見られない。 屋根のすみにおるほうがよい。 潔白な人の行いはまっすぐである。 彼らは公平を行うことを好まないからである。 吹きはらわれる煙、 ふところのまいないは激しい怒りを캒らげる。 四ひそかな贈り物は憤りをなだめる、 死のわなである。

へ 偽りの舌をもって宝を得るのは、 すべて怠るものは貧しくなる。

このできます。これである。これである。これである。これである。これである。これである。これである。これである。これである。これである。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 In なまけ者の欲望は自分の身を殺す、彼は高慢無礼な行いをするものである。 その魂を守って、悩みにあわせない。 愚かな人はこれを、のみ尽す。 荒野に住むほうがましだ。 - カ 争い怒る女と共におるよりは、不信実な者は正しい人に代る。 死人の集会の中におる。 「木悟りの道を離れる人は、 三、悪しき者はひねもす人の物をむさぼる、 三 高ぶりおごる者を「あざける者」となづける 三口と舌とを守る者は その頼みとするとりでをくずす。 三知恵ある者は強い者の城にのぼって、 命と誉とを得る。 この知恵ある者の家には尊い宝があり、 正しい者は与えて惜しまない。 これはその手を働かせないからである。 酒と油とを好む者は富むことがない。 It 快楽を好む者は貧しい人となり、 |<悪しき者は正しい者のあがないとなり、

#### 第二二章

三主の目は知識ある者を守る、

わたしは、ちまたで殺される」と。

このまけ者は言う、「ししがそとにいる、しかし主は不信実な者の言葉を敗られる。

> たましいを守る者は遠くこれを離れる。 \* 子をその行くべき道に従って教えよ、
> \* 子の怒りのつえはすきもの まっとともののパンを 貧しい人に与えるからである。
> \* 「ここのがいる者を追放すれば争いもまた去り、かつ、いさかいも、はずかしめもなくなる。
> \* 子できるする者、その言葉の上 品な者は、
> \* 子をその友となる。

□ 遊女の口は深い落したでも分の富を増そうとする者と、 まっぱり のむちは、これを違く追いだす。 まっぱり ののむちは、これを違く追いだす。 まっぱり ののむちは、これを違く追いだす。 まっぱり かなことが子供の心の中につながれている、 ロ 遊女の口は深い落してである、 ロ 変女の口は深い落しまっぱり

IX あなたは人と手を打つ者となってはならない、みずから、わなに陥ることのないためである。

III それは主が彼らの訴えをただし、 悩む者を、町の門でおさえつけてはならない。 真実の答をさせるためであった。 三 貧しい者を、貧しいゆえに、かすめてはならない、 かつ彼らをそこなう者の命を、 あなたをつかわした者に 三 それは正しいこと、真実なことをあなたに示し、 あなたのためにしるしたではないか。 このわたしは、勧めと知識との三十の言葉を わたしはきょう、これをあなたにも教える。 楽しいことである。 ことごとく、あなたのくちびるに備えておくなら、 かつ、わたしの知識にあなたの心を用いよ。 こせあなたの耳を傾けて知恵ある者の言葉を聞き、 富める者に与える者とは、ついに必ず貧しくなる。と、 もの あた もの 「<これをあなたのうちに保ち、 「ヵあなたが主に、寄り頼むことのできるように、

### 乐!!!

一治める人と共に座して食事するとき、 ニ あなたの前にあるものを、よくわきまえ、 あなたののどに刀をあてよ。 三 そのごちそうをむさぼり食べてはならない、 これは人を欺く食物だからである。 これは人を欺く食物だからである。 となりようと苦労してはならない、 かしこく思いとどまるがよい。 かしこく思いとどまるがよい。 なるたののどに刀をあてよ。 かしこく思いとどまるがよい。 なるたののとに刀をあてよ。 かしこく思いとどまるがよい。 なるたののとに刃をあてよ。 ならない、 ならない、 ならない、 ならない、 ならない、 ならない。 なりとである。 なりとである。 なりとである。 なりとである。 なりと、それはない。 なりと、それはない。 なりと、それはない。 なりと、それはない。 なりと、それはない。 なりと、それはない。

IM 怒る者と交わるな、 憤る人と共に行くな。

そこなわれるからである。

Im それはあなたがその道にならって、

彼はあなたの言葉が示す知恵をいやしめるからだ。れ愚かな者の耳に語ってはならない、 その命を陰府から救うことができる。このもし、むちで彼を打つならば、 三あなたの心を教訓に用い、 あなたに逆らって彼らの訴えを弁護されるからだ。こ。彼らのあがない主は強くいらせられ、 <あなたはついにその食べた物を吐き出すようになり わたしの心もまた喜び、「ヨわが子よ、もしあなたの心が賢くあれば、 三子を懲らすことを、さし控えてはならない、 あなたの耳を知識の言葉に傾けよ。 みなしごの畑を侵してはならない。 -0古い地境を移してはならない、 あなたのねんごろな言葉もむだになる。 その心はあなたに真実ではない。 「食え、飲め」とあなたに言うけれども、 t 彼は心のうちで勘 定する人のように、 そのごちそうをむさぼり願ってはならない。 \* 物惜しみする人のパンを食べてはならない、 むちで彼を打っても死ぬことはない。 <もしあなたのくちびるが正しい事を言うならば、

眠りをむさぼる者は、ぼろを身にまとうようになる。 三酒にふける者と、肉をたしなむ者とは貧しくなり、 かつ、あなたの心を道に向けよ。
「ゎわが子よ、よく聞いて、知恵を得よ、 三四正しい人の父は大いによろこび、 年老いた母を軽んじてはならない。 肉をたしなむ者と交わってはならない。 IO 酒にふけり、 ニモ 遊女は深い穴のごとく 三 わが子よ、あなたの心をわたしに与え あなたを産んだ母を喜ばせよ。これのなたの父母を楽しませ、 知恵と教訓と悟りをも買え。 == 真理を買え、これを売ってはならない、 三あなたを生んだ父のいうことを聞き、 あなたの望みは、すたらない。 あなたの目をわたしの道に注げ。 ただ、ひねもす主を恐れよ。 わたしの心も喜ぶ。 知恵ある子を生む者は子のために楽しむ。 「ハかならず後のよい報いがあって、 1+ 心に罪びとをうらやんではならない、

また酒を求めよう」と。いつわたしはさめるのか、

わたしを、たたいたが、わたしは何も覚えはない。

二四章

ニ彼らはその心に強奪を計り、

また彼らと共におることを願ってはならない。

- 悪を行う人をうらやんではならない。

四また、へやは知識によってさまざまの尊く、

麗しい宝で満たされる。

三家は知恵によって建てられ、悟りによって堅くせられ、

そのくちびるに人をそこなうことを語るからである。

これはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 これはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 これはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 これはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 ここれはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 ここれはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 ここれはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。 ここれはついに、へびのようにかみ、まむしのように刺す。

帆柱の上に寝ている人のようになる。

三五あなたは言う、

「人がわたしを撃ったが、

わたしは痛くはなかった。

IEB あなたは海の中に寝ている人のように、

あなたの心は偽りを言う。

33

その住む所に乱暴をしてはならない。 上あなたのあだが倒れるとき楽しんではならない、 正しい者の家をうかがってはならない、 |五悪しき者がするように あなたの魂を守る者はそれを知らないであろうか。心をはかる者はそれを悟らないであろうか。 滅びによろめきゆく者を救え。

もの すく その怒りを彼から転じられる。 - 八主はそれを見て悪いこととし、 彼のつまずくとき心に喜んではならない。 - 木正しい者は七たび倒れても、また起きあがる、 は、すたらない。 それを得るならば、かならず報いがあって、あなたの望みので 四知恵もあなたの魂にはそのようであることを知れ。 また、蜂の巣のしたたりはあなたの口に甘い。 これが子よ、蜜を食べよ、これは良いものである、 彼はおのおのの行いにより、人に報いないであろうか。 三あなたが、われわれはこれを知らなかったといっても、 三○悪しき者には後の良い報いはない、 よこしまな者をうらやんではならない。 しかし、悪しき者は災によって滅びる。 ヵ 悪を行う者のゆえに心を悩ましてはならない.

人々はのろい、諸民は憎む。 LEI 悪しき者に向かって、「あなたは正しい」という者を、LEI 悪しき者に向かって、「あなたは正しい」という者を、 ニホ 「彼がわたしにしたように、わたしも彼にしよう、 こせ外で、あなたの仕事を整え、 片寄ったさばきをするのは、よくない。 三その災はたちまち起るからである。 三わが子よ、主と王とを恐れよ、 IIO わたしはなまけ者の畑のそばと その人に報いよう」と言ってはならない。 くちびるをもって敷いてはならない。 また幸福が与えられる。 三五悪しき者をせめる者は恵みを得る、 三 これらもまた知恵ある者の箴言である。 この二つの者からくる滅びをだれが知り得ようか。 そのいずれにも不従順であってはならない。 わたしは人がしたところにしたがって その後あなたの家を建てるがよい。 畑で、すべての物をおのれのために備え、 くちびるに、口づけするのである。 よこしまな者のともしびは消される。 〒 ゆえなく隣り人に敵して、 証 言をしてはならない

そうすれば、その位は正義によって堅く立つ。

知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、三口のない人のぶどう畑のそばを送め、三口のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のないという畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、知恵のない人のぶどう畑のそばを通っている。

# 第二五章

□ 贈り物をすると偽って誇る人は、
□ 贈り物をすると偽って誇る人は、
□ 知恵をもって戒める者は、これをきく者の耳にとって、
□ はまな使者はこれをつかわす者にとって、
□ はまな使者はこれをつかわす者にとって、
□ はまな使者はこれをつかわす者にとって、
□ はまな使者はこれをつかわす者にとって、
□ はまなしまながらいる。
□ 知恵をもって戒める者は、これをきく者の耳にとって、こうにない。
□ 関り物をすると偽って誇る人は、

銀の彫り物に金のりんごをはめたようだ。

|五 忍耐をもって説けば君も言葉をいれる、雨のない雲と風のようだ。

屋根のすみにおるほうがよい。

悪い歯、 主はあなたに報いられる。 寒い日に着物を脱ぐようであり、 こ 心の痛める人の前で歌をうたうのは、 III 北風は雨を起し、 ≒こうするのは、火を彼のこうべに積むのである、 もしかわいているならば水を与えて飲ませよ。 パンを与えて食べさせ、 三もしあなたのあだが飢えているならば、 また傷の上に酢をそそぐようだ。 1 がみに会うとき不信実な者を頼みにするのは、 こん棒、 ||へ隣り人に敵して偽りのあかしを立てる人は、 あなたを憎むようになろう。 おそらくは彼は煩わしくなって、 〒 隣り人の家に足をしげくしてはならない、 おそらくは食べすごして、それを吐き出すであろう。 - × 蜜を得たならば、ただ足るほどにこれを食べよ、 柔らかな舌は骨を砕く。 つるぎ、または鋭い矢のようだ。 またはなえた足を頼みとするようなものだ。

# 第二六章

はいかけるつばめのようなもので、止まらない。 こいわれのないのろいは、飛びまわるすずめや、 こいわれのないのろいは、飛びまわるすずめや、 悪がかけるつばめのようなもので、止まらない。 こいわれのないのろいは、飛びまわるすずめや、 悪がかけるつばめのようなもので、止まらない。 こまのためにはくつわがあり、 というなもの背のためにはつえがある。 というなもの背のためにはつえがある。 というも彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。 自分も彼と同じようにならないためだ。

なまけ者はその寝床で寝返りをする。 ロ戸がちょうつがいによって回るように、 ハ 誉を愚かな者に与えるのは、 まれ おろ もの あた それを口に持ってゆくことをいとう。 ちまたにししがいる」という。 彼よりもかえって愚かな人に望みがある。 あなたは見るか、 三自分の目に自らを知恵ある者とする人を、しょんしゅるずかできまった。 愚かな者はその愚かさをくり返す。 こ犬が帰って来てその吐いた物を食べるように、 すべての人を傷つける射手のようだ。 酔った者が、とげのあるつえを手で振り上げるようだ。 ヵ愚かな者の口に箴言があるのは、 石を石投げにつなぐようだ。 愚かな者の口には箴言もそれにひとしい。 ±あしなえの足は用がない、 自分の足を切り去り、身に害をうける。 |○通りがかりの愚か者や、酔った者を雇う者は、 三なまけ者は、「道にししがいる、 スなまけ者は自分の目に、 In なまけ者は手を 皿に入れても

上くすりをかけた土の器のようだ。 上くすりをかけた土の器のようだ。 ここくちびるはなめらかであっても、 心の悪いのは 争いを好む人は争いの火をおこす。これき火に炭をつぎ、火にたきぎをくべるように、これき火に炭をつぎ、火にたきぎをくべるように、 彼の悪は会衆の中に現れる。
まくかいしゅう なか あられ たとい係りをもってその憎しみをかくしても、 三人のよしあしをいう者の言葉は IO たきぎがなければ火は消え、 その心に七つの憎むべきものがあるからだ。 Im 彼が声をやわらげて語っても、信じてはならない。 心のうちには偽りをいだく。 IM 憎む者はくちびるをもって自ら飾るけれども 人のよしあしを言う者がなければ争いはやむ。 投げつける気違いのようだ。 燃え木または矢、または死を、 良く答えることのできる七人の者よりも、 おいしい食物のようで、腹の奥にしみこむ。 こも自分に関係のない争いにたずさわる者は、 |八|れ隣り人を欺いて、 自らを知恵ありとする 「わたしはただ戯れにした」という者は、

あだの口づけするのは偽りからである。

☆愛する者が傷つけるのは、まことからであり

右の手に油をつかむのとおなじだ。

|も鉄は鉄をとぐ

|<この女を制するのは風を制するのとおなじく、

争い好きな女とは同じだ。

|五雨の降る日に雨漏りの絶えないのと、

かえってのろいと見なされよう。

# 第二七章

- あすのことを誇ってはならない、
- あすのことを誇ってはならない、
ニ自分の口をもって自らをほめることなく、
によってはかの人にあめさせよ。
自分のくちびるをもってせず、自分のくちびるをもってせず、
自分のくちびるをもってせず、
しかし愚かな者の必りはこの二つよりも重い。
しかし愚かな者の必りはこの二つよりも重い。
しかしまるなをほめさせよ。
しかしまるながない。
これば重く、砂も軽くはない、
これば重く、砂も軽くはない、
これが立ちえよう。
しかしまるの前には、だれが立ちえよう。
しかしるたみの前には、だれが立ちえよう。
しかしるたみの前には、だれが立ちえよう。
しかしるたみの前には、だれが立ちえよう。
しかしるたみの前には、だれが立ちえよう。

しかし飢えた者には苦い物でさえ、みな甘い。
ハその家を離れてさまよう人は、
単を離れてさまよう鳥のようだ。
単を離れてさまよう鳥のようだ。
単を離れてさまよう鳥のようだ。
「○あなたの友。あなたの父の友を捨てるな、
しかし魂は悩みによって裂かれる。
しかし魂は悩みによって裂かれる。
しかし魂は悩みによって裂かれる。
しかし魂は悩みによって裂かれる。
こっあなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あなたが悩みにあう日には兄弟の家に行くな、あずし、より、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、おり、まず、のために保証をする者をば抵当に取れ。
ローのために保証をする者をば抵当に取れ。
ローのために保証をする者をば抵当に取れ。

おとめらを養うのにじゅうぶんである。あなたと、あなたの家のものの食物となり、

## 第二八章

上がで尊ぶ者は誉を得る。 とゆじん たっと もの ほまれ え これ いちじくの木を守る者はその実を食べる、

そのように人はその友の顔をとぐ。

ーn 水にうつせば顔と顔とが応じるように、

人の心はその人をうつす。

この陰府と滅びとは飽くことなく、

人の目もまた飽くことがない。

曲った道を歩む富める者にまさる。
\* 正しく歩む貧しい者は、 四律法を捨てる者は悪しき者をほめる、糧 食を残さない激しい雨のようだ。 三貧しい者をしえたげる貧しい人は、 三国の罪によって、治める者は多くなり、正しい人はししのように勇ましい。 я 悪人は正しいことを悟らない、 へ利息と高利とによってその富をます者は、 りゃく こうり 不品行な者と交わるものは、父をはずかしめる。 t 律法を守る者は賢い子である、 律法を守る者はこれに敵対する。 さとく、 - 悪しき者は追う人もないのに逃げる、 主を求める者はこれをことごとく悟る。 耳をそむけて律法を聞かない者は、 また知識ある人によって、 国はながく保つ。

> かえって欠乏が自分の所に来ることを知らない。 こ 欲の深い人は急いで富を得ようとする、 人は一切れのパンのために、とがを犯すことがある。 これ自分の心を頼む者は愚かである、 IP 父や母の物を盗んで「これは罪ではない」と言う者は、 ニー人を戒める者は舌をもってへつらう者よりも、 三 人を片寄り見ることは良くない。 この忠実な人は多くの祝福を得る、 その滅びるときは、正しい人が増す。 三へ悪しき者が起るときは、民は身をかくす、 こせ貧しい者に施す者は物に不足しない、 知恵をもって歩む者は救を得る。 主に信頼する者は豊かになる。 急いで富を得ようとする者は罰を免れない。 無益な事に従う者は貧乏に飽きる。
>
> はえき こと したが もの びんぼう あ ニョ むさぼる者は争いを起し、 滅ぼす者の友である。 目をおおって見ない人は多くののろいをうける。 大いなる感謝をうける。

しかし誠実な人は幸福を継ぐ。みずから自分の穴に陥る、

その祈でさえも憎まれる。

□○正しい者を悪い道に惑わす者は、

□○血に飢えている人は罪のない者を憎む、

なおかたくなな者は、

しばしばしかられても

た悪人は自分の罪のわなに陥る、 もくにん じぶん つみ おもい 彼の足の前に網を張る。 t 正しい人は貧しい者の訴えをかえりみる、しかし正しい人は喜び楽しむ。 知恵ある者は怒りを静める。 ハあざける人は町を乱し、 四王は公儀をもって国を堅くする あるいは笑って、休むことがない。 悪しき人はそれを知ろうとはしない。 яその隣り人にへつらう者は、 しかし、重税を取り立てる者はこれを滅ぼす。 遊女に交わる者はその資産を浪費する。 三知恵を愛する人はその父を喜ばせ、 悪しき者が治めるとき、民はうめき苦しむ。 = 正しい者が権力を得れば民は喜び、たぎ もの けんりょく え たみ よろこ たちまち打ち敗られて助かることはない。 かな者はただ怒り、 知恵ある人が愚かな人と争うと、

> そうすれば彼はあなたを安らかにし、 主は彼ら両者の目に光を与えられる。 (三 貧しい者と、しえたげる者とは共に世に) いまり まかり まかり まかり まかり とも よい しょうしょう しょうしょう その役人らはみな悪くなる。 こもし治める者が偽りの言葉に聞くならば、 知恵ある者は静かにこれをおさえる。 こ。愚かな者は怒りをことごとく表わし、 悪しき者は彼の命を求める。 またあなたの心に喜びを与える。 その位はいつまでも堅く立つ。 In しもべは言葉だけで訓練することはできない、 しかし律法を守る者はさいわいである。 □ 預言がなければ民はわがままにふるまう、 せあなたの子を懲しめよ、 | | 悪しき者が権力を得ると罪も増す、 わがままにさせた子はその母に恥をもたらす。 | 五 むちと戒めとは知恵を与える、 |四もし王が貧しい者を公平にさばくならば、 いおる、

彼は聞いて知っても、 心にとめないからである。

こつ言葉の軽率な人を見るか、

### 第三〇音

こわたしは確かに人よりも愚かであり、すなわちイテエルと、ウカルとに向かって言った、その人はイテエルに向かって言った、その人はイテエルに向かって言った、「マッサの人ヤケの子アグルの言葉。

こ しもべをその幼い時からわがままに育てる人は、彼よりもかえって愚かな者のほうに望みがある。

わたしには人の悟りがない。

地のすべての限界を定めた者はだれなを着物に包んだのはだれか、 また、 五神の言葉はみな真実である、 かみ ことば しんじつ その名は何か、その子の名は何か、 四天にのぼったり、下ったりしたのはだれか、 n 飽き足りて、あなたを知らないといい、 <うそ、偽りをわたしから遠ざけ、 せわたしは二つのことをあなたに求めます、 彼があなたを責め、あなたを偽り者とされないためだ。ホネホ 木その言葉に付け加えてはならない、 神は彼に寄り頼む者の盾である。 風をこぶしの中に集めたのはだれか、 = わたしはまだ知恵をならうことができず、 また貧しくて盗みをし、 ただなくてならぬ食物でわたしを養ってください。 貧しくもなく、また富みもせず、 わたしの死なないうちに、これをかなえてください。 あなたは確かにそれを知っている。 主とはだれか」と言うことのないため 聖なる者を悟ることもできない。

わたしの神の名を汚すことのないためです。

|七自分の父をあざけり、

その食糧を夏のうちに備える。

皆「もう、たくさんです」と言わない。いや、四つあって、

| <すなわち陰府、不妊の胎、水にかわく地、

もう、たくさんだ」といわない火がそれである。

飽くことを知らないものが三つある、

四世にはまたつるぎのような歯をもち、 こ世には父をのろったり、母を祝福しない者がある。 |五蛭にふたりの娘があって、 またそのまぶたのいかにつりあがっていることよ。 ああ、その目のいかに高きことよ、 Im世にはまた、このような人がある— なおその汚れを洗われないものがある。 三世には自分の目にみずからを清い者として、 あなたは罪をきせられる。 そうでないと彼はあなたをのろい、 あしざまにいってはならない 10あなたは、 「与えよ、与えよ」という。 刀のようなきばをもって、 しもべのことをその主人に、

IH ありは力のない種類だが、 三地は三つのことによって震う、 彼女は食べて、その口をぬぐって、かのじょた この遊女の道もまたそうだ、 男の女にあう道がそれである。 非常に賢いものが四つある。 三四この地上に、小さいけれども、 はしためが女主人のあとにすわることである。 海をはしる舟の道、 岩の上を這うへびの道、 はげたかがこれを食べる。 谷のからすがこれをつつき出し、 母に従うのを卑しいこととする目は、 III 忌みきらわれた女が嫁に行き、 ますなわち空を飛ぶはげたかの道。 いや、四つあって、わたしには悟ることができない。 いや、四つのことによって、耐えることができない。 |<わたしにとって不思議にたえないことが三つある 「わたしは何もわるいことはしない」と言う。

#### 色

怒りをしめれば争いが起る。

**邪三一章** 

- マッサの王レムエルの言葉、すなわちその母が彼に教え

彼女は宝石よりもすぐれて尊い。カのじょ ほうせき

鼻をしめれば血がでる、 三〇すなわち獣のうちでもっとも強く、 王の宮殿におる。 ニス岩だぬきは強くない種類だが、 三乳をしめれば凝乳が出る、 あなたの手を口に当てるがよい。 あるいは悪事を計ったならば、 その民の前をいばって歩く王がそれである。 何ものの前にも退かない、しし、 いや、四つあって、みな堂々と歩く。 これ歩きぶりの堂々たる者が三つある、 三、やもりは手でつかまえられるが みな隊を組んでいで立つ。 三いなごは王がないけれども、 その家を岩につくる。

こわが子よ、何を言おうか。

たものである。

n 彼らは酒を飲んで、おきてを忘れ、 濃い酒を求めるのは君たる者のすることではない。 すべてのみなしごの訴えのために、口を開くがよい。 その悩みをもはや思い出さない。 せ彼らは飲んで自分の貧乏を忘れ すべて悩む者のさばきを曲げる。 四レムエルよ、酒を飲むのは、王のすることではない、 ョあなたの力を女についやすな、 <sup>5から おんな</sup> 貧しい者と乏しい者の訴えをただせ。 ^ あなたは黙っている人のために、 酒を心の苦しむ人に与えよ。 点濃い酒を滅びようとしている者に与え、 何をいおうか。 わたしが願をかけて得た子よ、 わが胎の子よ、何を言おうか。 王のすることではない、 □○だれが賢い妻を見つけることができるか、

> 三その手の働きの実を彼女に与え、 こへその子らは立ち上がって彼女を祝し、 怠りのかてを食べることをしない。 エー 彼女は家の事をよくかえりみ、その舌にはいつくしみの教がある。 そして後の日を笑っている。 IB 彼女は亜麻布の着物をつくって、それを売り、 三三その夫はその地の長老たちと共に、 三 彼女は自分のために美しいしとねを作り、 その行いのために彼女を町の門でほめたたえよ。 しかし主を恐れる女はほめたたえられる。 ≡o あでやかさは偽りであり、 美しさはつかのまである、 ニホ 「りっぱに事をなし遂げる女は多いけれども その夫もまた彼女をほめたたえて言う、 三、彼女は口を開いて知恵を語る、 こ五力と気品とは彼女の着物である、 帯をつくって商人に渡す。 町の門に座するので、人に知られている。 亜麻布と紫布とをもってその着物とする。 はいないではのできょう。 あなたはそのすべてにまさっている」と。

遠い国から食糧を運んでくる。

四また商人の舟のように、

手ずから望みのように、それを仕上げる。

三彼女は羊の毛や亜麻を求めて、

その夫のために良いことをして、悪いことをしない。

三彼女は生きながらえている間、

収益に欠けることはないしゅうえき か

こその夫の心は彼女を信頼して、

川はその出てきた所にまた帰って行く。しかし海は満ちることがない。

ェ川はみな、海に流れ入る、 かっな、 うみ ながれ

# 伝道の書

#### 第一章

ダビデの子、

エルサレムの王である伝道者の言葉

こではずりました。 このでは、 このでは、 このでは、 このでは、 こののでで人が労するすべての労苦は、 その身になんの益があるか。 単は去り、世はきたる。 しかし地は永永永永 に変らない。 この世は去り、世はきたる。 日はいで、日は没し、 世はきたる。 日はいで、日は没し、 世はされる。 こので、 こうらい できる できる できる できる いっさいは空である。 かぐりにめぐって、 またそのめぐる所に帰る。 めぐりにめぐって、 またそのめぐる所に帰る。 かくりにめぐって、 またそのめぐる所に帰る。

ただされた事は、また後にもある、 生き 日の下には新しいものはない。 日の下には新しいものはない。 日の下には新しいものはない。 この「見よ、これは新しいものだ」と いた。ここれはわれわれの前にあった世々に、 さがてのことは覚えられることがない。 こがでにあったものである。 こにおおらせられる苦しい仕事である。こ四わたしは日の下ででは、は、は、また調べた。これは神が、人の子らに与えた。にはおおらせられる苦しい仕事である。こ四わたしは日の下でで、ほねおらせられる苦しい仕事である。こ四わたしは日の下でである。このたは、また後にもある、100円の子の下である。100円の子のに与えた。これは神が、人の子らに与えて、ほねおらせられる苦しい仕事である。100円の子のに与えた。これは神が、人の子らに与えて、ほねおらせられる苦しい仕事である。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにある。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあった。100円の子のにあ

て知恵を知り、また狂気と愚痴とを知ろうとしたが、これもまたて知恵を知り、また狂気と愚痴とを知ろうとしたが、これもまたエルサレムを治めたすべての者にまさって、多くの知恵を得た。エルサレムを治めたすべての者にまさって、多くの知恵を得た。 欠けたものは数えることができない。 ニュ 曲ったものは、まっすぐにすることができない、ニュ 曲ったものは、まっすぐにすることができない、

知識を増す者は憂いを増すからである。
「へそれは知恵が多ければ悩みが多く、風を捕えるようなものであると悟った。

#### 第二章

は天が下でその短い一生の間、どんな事をしたら良いかを、見ずのとだった。 ままい いっしょう あいだ こと ない み 酒をもって自分の肉体を元気づけようと試みた。また、人の子ぎょ 試みよう。おまえは愉快に過ごすがよい」と。 わたしは自分の心に言った、「さあ、快楽を を集め、王たちと国々の財宝を集めた。またわたしは歌うたうゆう。そうではなど、ではないであっていた。Aわたしはまた銀と金りも多くの牛や羊の財産を持っていた。Aわたしはまた銀と金 は男女の奴隷を買った。またわたしの家で生れた奴隷を持ってでは、とれいいからなる林に、そこから水を注がせた。セわたしつくって、木のおい茂る林に、そこから水を注がせた。セわたしい。 きわめるまでは、愚かな事をしようと試みた。四わたしは大きなきわめるまでは、愚かな事をしようと試みた。四わたしは大きな в 園と庭をつくり、またすべて実のなる木をそこに植え、< 池を 事業をした。わたしは自分のために家を建て、ぶどう畑を設け、 ある」と。 た空であった。こわたしは笑いについて言った、「これは狂気で 歌うたう女を得た。 わたしはまた、わたしより先にエルサレムにいただれよ また快楽について言った、「これは何をするの また人の子の楽しみとするそばめを多い 快楽をもって、 しかし、これもま おまえを が」と。

れこうして、わたしは大いなる者となり、わたしより先にエルサルこうして、わたしは大いなる者となり、わたしより先にエルサルこうして、わたしなおよりも、大いなる者となった。わたしの知恵もまた、わたしを離れなかった。10なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。10なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。10なんでもわたしの目の知恵もまた、わたしを離れなかった。10なんでもわたしのすべての労苦によって、快楽を得たからである。そしてこれはわたしのすべての労苦によって、快楽を得たからであった。ここそこで、わたしはわが手のなしたすべての事、おびそれをなすに要した労苦を顧みたとき、見よ、皆、空であった。風を捕えるようなものであった。日の下には益となるものて、風を捕えるようなものであった。日の下には益となるものはないのである。

てしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように、特別ではいった。「思者に臨む事はわたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるのを、わたしは見た。」四知者の目は、その知恵が愚痴にまさるので、わたしは見た。」四知者の目は、そのという。「これもまた空である」と。「木 そもそも、知者と愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうのである。知者が愚者と同じように死ぬのは、どうしてしまうにない。

とをくださる。

かし罪びとには仕事を与えて集めること

る者があろう。これ神は、その心にかなう人に、知恵と知識と喜まる。これがなる。これが神を離れて、食い、かつ楽しむことのできます。

るより良い事はない。これもまた神の手から出ることを、わた1四人は食い飲みし、その労苦によって得たもので心を楽しませ

皆空であって、風を捕えるようである。日の下に行われるわざは、わたしに悪しく見えたからである。でした。まらない。日の下に行われるわざは、わたしは生きることをいとった。たことであろう。「モそこで、わたしは生きることをいとった。

「へわたしは日の下で労したすべての労苦を憎んだ。わたしのでき、くっとというであるのに、その人が、日の下でわたしが労し、かつ知恵を働かしてなしたすべての労苦をつかさどることになかつ知恵を働かしてなしたすべての労苦をつかさどることになるのだ。これもまた空である。こ○それでわたしが労し、かつ知恵を働かしてなしたすべての労苦をつかさどることになるのだ。これがために労しない人に、すべてを残して、その所有とさせなければならないのだ。これもまた空である。こ○それでわたしが労し、とさせなければならないのだ。これもまた空である。こ○それでわたしが労して、その所有とさせなければならないのだ。これもまた空であって、大いに思い。三ともそも、人は日の下で労するすべての労苦と、そのが高いによってなんの得るところがあるか。三そののようの日はただ憂いのみであって、そのわざは苦しく、その心は夜のの日はただ憂いのみであって、そのわざは苦しく、その心は夜のの日はただ憂いのみであって、そのわざは苦しく、その心は夜のではないようない。これもまた空である。

ある。

場わるためである。これもまた空であって、風を捕えるようで
りるたまである。これは神の心にかなう者にそれをと、積むことをさせられる。これは神の心にかなう者にそれを

#### 第三章

保つに時があり、捨て、捜すに時があり、するが、とき 四泣くに時があり、こわすに時があり、 抱くに時があり、抱くことをやめるに時があり、石を投げるに時があり、石を集めるに時があり、石を集めるに時があましむに時があり、踊るに時があり、強さしむに時があり、踊るに時があり、強さいというない。 三殺すに時があり、 ニ生るるに時があり、 ± 裂くに時があり、縫うに時があり、 植えるに時があり、 すべてのわざには時があ 愛するに時があり、 に時があり、 時があり、 のすべての事には季節 捨てるに時があり、 語るに時があり、 和らぐに時がある。 笑うに時があり、 建てるに時があり、 いやすに時があ 植えたものを抜くに 失うに時があり、 憎むに時があり、 死ぬるに時が が があり

一様に彼らに臨み、これの死ぬように、彼も死ぬのである。彼られる。またれる。それの子らに臨むところは獣にも臨むからである。すなわちなど、これの子のになっている。まなれる。また、これでは、これでは、これでは

神の前に恐れをもつようになるためである。 | 五今あるものは、から取ることもできない。神がこのようにされるのは、人々がから取ることもできない。 かきかん ることは神の賜物である。「四わたしは知っている。すべて神べての人が食い飲みし、そのすべての労苦によって楽しみを得る間、楽しく愉快に過ごすよりほかに良い事はない。「三またすまだ。 る間、楽しく愉快に過ごすよ)まっこも、だったのない。これたしは知っている。人にはその生きながらえていない。これたしは知っている。人にはその生きながらえてき た、人の子らについて心に言った、「神は彼らをためして、彼らべてのわざに、時を定められたからである」と。 Iヘわたしはま である。神は追いやられたものを尋ね求められる。すでにあったものである。後にあるものも、すでにあったもの 「神は正しい者と悪い者とをさばかれる。神はすべての事と、すかみ、ただ。」なる。まであり、公義を行う所にも不正がある。「もわたしは心に言った、あり、公義を行う所にも不正がある。「もわたしは心に言った、 に自分たちが獣にすぎないことを悟らせられるのである」と。こ がなさる事は永遠に変ることがなく、これに加えることも、これ また人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお、 た。二神のなされることは皆その時にかなって美しい。神は |<わたしはまた、日の下を見たが、さばきを行う所にも不正が は神のなされるわざを初めから終りまで見きわめることはでき 0 わたしは神が人の子らに与えて、ほねおらせられる仕事を見 ぐ者はその労することにより、 神はすべての事と、す の益を得る 人と

るかを見させることができようか。

さかを見させることができようか。

こかを見させることができようか。

こかを見させることができようか。

こかを見させることができようか。

このがある。だれが彼をつれていって、その後の、どうなた、人はその働きによって楽しむにこした事はない。これが彼た、人はその働きによって楽しむにこした事はない。これが彼た、人はその働きによって楽るかを。ここそれで、わたしは見いのがあらである。だれが彼をつれていって、その後の、どうなからい。

#### 第四章

これたしはまた、日の下に行われるすべてのしえたげを見た。 は、しえたげられる者の涙を。彼らを慰める者はない。しえたがる者の手には権力がある。しかし彼らを慰める者はない。したが、これで、わたしはなお生きている生存者よりも、すでに死んだ死者を、さいわいな者と思った。ヨしかし、この両者よりも、すでに死たが者を、さいわいな者と思った。ヨしかし、この両者よりも、すでに死れた死者を、さいわいな者と思った。ヨしかしならを慰める者はない。しえたが名を見ない者である。

「片手に物を満たして平穏であるのは、両手に物を満たして平穏のなる者は手をつかねて、自分の肉を食う。 これもまんであって、風を捕えるようである。 いまん しょん じょん じょん だい これは人が互にねたみあってなすものである。これもまたが、これは人が互にねたみあってなすものである。これもまたが、これは人が近にねたみあってなすものである。

四

また、

わたしはすべての労苦と、

すべて

0)

巧みなわざを見た

3

風を捕えるのにまさる

それでも彼の労苦は窮まりなく、その目は富に飽くことがない。がある。ひとりであって、仲間もなく、子もなく、兄弟もない。 て自分を楽しませないのか」と。これもまた空であって、苦しいい。 わざである また彼は言わない、「わたしはだれのために労するのか、どうし

が一緒に寝れば暖かである。ひとりだけで、どうして暖かになこれを助け起す者のない者はわざわいである。二 またふたり りがその友を助け起す。しかしひとりであって、その倒れる時、 ヵふたりはひとりにまさる。 り得ようか。三人がもし、そのひとりを攻め撃ったなら、ふた を得るからである。「^すなわち彼らが倒れる時には、そのひと それに当るであろう。三つよりの綱はたやすくは切れな 彼らはその労苦によって良い報いかれ

三(貧しくて賢いわらべは、老いて愚かで、 もはや、いさめをい

た空であって、 風を捕えるようである。

#### 第 五

は愚かな者の犠牲をささげるのにまさる。彼らは悪を行ってまる。まの「まり」があった。かれているでは、その足を慎むがよい。近よって聞くのいる。それでは、その足を慎むがよい。近よって聞くのいる。それでは、 = 夢は仕事の多いことによってきたり、 を少なくせよ。 き、また言葉を出そうと、心にあせってはならない。神は天にいることを知らないからである。ニ神の前で軽々しく口をひらい いまし、あなたは地におるからである。 それゆえ、あなたは言葉 愚かなる者の声 もの こえ 厂は 言葉

の多いことによって知られる。

り、 四 たに罪を犯させないようにせよ。また使者の前にそれは誤りでいる。
\*\*\* よりは、むしろ誓いをしないほうがよい。↖あなたの口が、あな あったと言ってはならない。どうして、 あなたは神に誓いをなすとき、 あなたの手のわざを滅ぼしてよかろうか。 それを果すことを延っ 神があなたの言葉を怒 ばしては

t夢が多ければ空なる言葉も多い。 ゅゅの man くう ことば man しかし、 あなたは は神を恐ら

あなたは国のうちに貧しい者をしえたげ、 公道と正義を曲 げ

八

よ。

こ 財産が増せば、これを食う者も増す。その持ち主は目にそれらい、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない、たか、ない。というである。そしてそれらよりもなお高い者がある。ヵしかし、からである。そしてそれらよりもなお高い者がある。ヵしかし、からである。そしてそれらよりもなお高い者がある。ヵしかし、からである。まれぞく、たいではならない。それることのあるのを見ても、その事を怪しんではならない。それることのあるのを見ても、その事を怪しんではならない。それることのあるのを見ても、その持ち主は目にそれることのあるのを見ても、その事を怪しんではならない。それることのあるのを見ても、その事を怪しんではならない。それることのあるのを見ても、その持ち主は目にそれることのあるのを見ても、その持ち主は目にそれることのあるのを見ても、これを食う者も増す。その持ち主は目にそれることのあるのを見ても、その持ち主は目にそれることのあるのを見ても、その持ちとは目にそれることのあるのを見ても、

この情に、ない、かっ日の下で労するすべて に、その人が子をもうけても、彼の手には何も残らない。これ またその富は不幸な出来事によってうせ行くことである。この またその富は不幸な出来事によってうせ行くことである。この またその富は不幸な出来事によってうせ行くことである。この は母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように は母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように がって行く。彼はその労苦によって得た何も残らない。こま彼 には母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように がって行く。彼はその労苦によって得た何も残らない。こま彼 には母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように ないの当ればならない。これもまた悲しむべき悪である。風の ために労する者になんの益があるか。こと人は一生、暗やみと、 をうって行いなければならない。これもまた悲しむべき悪である。 ために労する者になんの益があるか。こと人は一生、暗やみと、 をうっている。ない。 これもまた悲しむべき悪である。 回 で、その人が子をもうけても、彼の手には何も残らない。 こま彼れで、ことができない。これもまた悲しむべき悪である。 風の ために労する者になんの益があるか。こと人は一生、暗やみと、 ないると、あと、。 情りの中にある。 ないると、 あと、 をしいことが、 はいる。 ない ことに をしいことが また ない これもまた悲しむべき悪である。 回 をかなければならない。 これもまた悲しむべき悪である。 回 ために労する者になんの益があるか。 こと、 情りの中にある。 ないると、 あと、 ない。 これもまた悲しむべき悪である。 回 ないると、 あと、 では、 はいると、 はい

れるからである。 楽しみを得る ごと ないのの労苦によって、楽しみを得るこのような人は 自分の生き すえ、またその分を取らせ、その労苦によって楽しみを得させら れる。これが神の賜物である。このこのような人は 自分の生きれる。これが神の賜物である。この出うな人は 自分の生きれる。これが神の賜物である。この光うな人に 富と宝と、それを楽しむ力を る日のことを多く思わない。神は喜びをもって彼の心を満たさ る日のことを多く思わない。神は喜びをもって彼の心を満たされるからである。

### 第六章

を見るだけで、なんの益があるか。

これは日の下に一つの悪のあるのを見た。これは人々の上できました。これは日を見ず、物を知らない。けれどもこれはおわれる。またで、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、暗やみの中に去って行き、その名は暗やみにおおわれる。本で、いばは日を見ず、物を知らない。けれどもこれは彼よりままたこれは日を見ず、物を知らない。けれどもこれは彼よります。

憂いをもつことによって、

### 第七章

■ 悲しみは笑いにまさる。 ■ 悲しみの家にはいるのは、 ニ悲しみの家にはいるのは、 ニ悲しみの家にはいるのにまさる。 変会の家にはいるのにまさる。 変との家にはいるのにまさる。 変との家にはいるのにまさる。 変とからである。 変とれての人の終りだからである。 変とれている者は、これを心にとめる。

> 型 賢い者の心は楽しみの家にあり、 圏かな者の心は楽しみの家にある。 地と、もの心は楽しみの家にある。 思かな者の心は楽しみの家にある。 思かな者の戒めを聞くのは、 監かな者の歌を聞くのにまさる。 思かな者の歌を聞くのにまさる。 かまの下に燃えるいばらの音のようである。 これもまた空である。 これもまた空である。 されたいは人の心をそこなう。

耐え忍ぶ心は、おごり高ぶる心にまさる。耐え忍ぶ心は、おごり高ぶる心にまさる。 へ事の終りはその初めよりも良い。 まいないは人の心をそこなう。 まいないは人の心をそこなう。

こ 知恵に財産が伴うのは良い。
こ 知恵に財産が伴うのは知恵から出るのではない。
こ 「昔が今よりもよかったのはなぜか」と言うな。
怒りは愚かな者の胸に宿るからである。

こ 神のみわざを考えみよ。 これが知識のすぐれた所である。 これが知識のすぐれた所である。 これが知識のすぐれた所である。 これが知識のすぐれた所である。 これが知識のすぐれた所である。

6

神の曲げられたものを、

コェ わたしはこのむなしい人生において、もろもろの事を見た。 また彼から手を引いてはならない。あなたはそこには義人がその義によって滅びることがあり、悪人がその といのに、死んでよかろうか。これ悪に過ぎてはならない。また 質がであってはならない。あなたはどうして 自分を滅ぼしてよかろうか。これ悪に過ぎてはならない。また 質がであってはならない。あなたはどうして といのに、死んでよかろうか。これあなたがこれを執るのはよい、 また彼から手を引いてはならない。神をかしこむ者は、このす でてからのがれ出るのである。

| fx 知恵が知者を強くするのは、十人のつかさが町におるのにま。 \$\dapprox 6 \quad \text{\$1.5} \quad \text{\$1.5}

知っているからである。 こ あなたもまた、しばしば他人をのろったのを自分の心にたが、自分のしもべのあなたをのろう言葉を聞かないためであたが、自分のしもべのあなたをのろう言葉を聞かないためであたが、自分のもべての事に心をとめてはならない。これはあなこ 善を行い、罪を犯さない正しい人は世にいない。

== わたしは知恵をもってこのすべての事を試みて、「わたしは

は多くの計略を考え出した事である。

いちいち数えて、わたしが得たものはこれである。これを記される。これを選がいるだとができよいないちいち数えて、わたしが得たものはこれであることを見いだいもいちがある。これに道者は言う、見よ、その数を知ろうとして、いちいち数えて、わたしが得たものはこれである。これを記させた。神を喜ばす者は彼女からのがれる。しかし罪びとは彼女に捕えられる。これに道者は彼女からのがれる。しかし罪びとは彼女に捕えられる。これに道者は治される。これを求めたけれども、得なかった。わたしは千人のうちにひとりの男子を得たけれども、得なかった。わたしは千人のうちにひとりの男子を得たけれども、そのすべてのうちに、ひとりの女子をも得なかった。これ見よ、わたしが得た事は、ただこれだけである。すなわち、神は人を正しい者に造られたけれども、人は多くの計略を考え出した事である。

### 第八章

こ 王の命を守れ。すでに神をさして誓ったことゆえ、驚くな。またその粗暴な顔を変える。 またその粗暴な顔を変える。 だれが事の意義を知り得よう。 だれが事の意義を知り得よう。 事が悪い時は、王の前を去れ、ためらうな。彼はすべてその好む事が悪い時は、王の前を去れ、ためらうな。彼はすべてその好むを守る者は災にあわない。知者の心は時と方法をわきまえている。大人の悪が彼の上に重くても、すべてのわざには時と方法がある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せ後に起る事を知る者はない。どんな事が起るかをだれある。 せんないことができようか。 また死が彼に告げ得よう。 へ風をとどめる力をもつ人はない。また死が彼に告げ得よう。 へ風をとどめる力をもつ人はない。また死の日をつかさどるものはない。戦いには免除はない。また死の日をつかさどるものはない。でない。とんな事が起るかをだれまた。 またそう者を救うことができない。れわたしはこのすべてはこれを行う者を救うことができない。 またものまた。時としてはこの人が、かの人を治めて、これに害をこうむらせることがある。

その命は影のようであって長くは続かない。彼は神の前に恐れている。ニ 悪しきわざに対する判決がすみやかに行われないである。ニ 悪しきわざに対する判決がすみやかに行われないために、人の子らの心はもっぱら悪を行うことに傾いている。ニ 罪びとで百度悪をなして、なお長生きするものがあるけれども、神をかしこみ、み前に恐れをいだく者には幸福があることも、神をかしこみ、み前に恐れをいだく者には幸福があることも、神をかしこみ、み前に恐れをいだく者には幸福があることも、神をかしこみ、み前に恐れをいだく者には幸福があることを、わたしは知っている。ニ しかし悪人には幸福があることを、わたしは知っている。ニ しかし悪人には幸福があるとれば、 できない かんしは知っている。ニ しかし悪人には幸福があることを、わたしは知っている。ニ しかし悪人には幸福があるという。 はいつも聖所 このまたわたしは悪人の葬られるのを見た。彼らはいつも聖所 このまたわたしは悪人の葬られるのを見た。彼らはいつも聖所 このまたわたしは悪人の葬られるのを見た。彼らはいつも聖所 このまたかにしばいいる。

|四地の上に空な事が行われている。すなわち、義人であって、をいだかないからである。

悪人に臨むべき事が、その身に臨む者がある。また、悪人であった、これもまた空であると。「五そこで、わたしは歓楽をたたえた、これもまた空であると。「五そこで、わたしは歓楽をたたえる。それは日の下では、人にとって、食い、飲み、楽しむよりほかに良い事はないからである。これこそは日の下で、神が賜かに良い事はないからである。これこそは日の下で、神が賜かった命の日の間、その勤労によってその身に伴うものである。これでものいからで、神が賜かった命の日の間、その勤労によってその身に伴うものである。これでを命の日の間、その勤労によってその身に伴うものである。これでもしば心をつくして知恵を知ろうとしたとき、「もわたしは神るわざを昼も夜も眠らずに窮めようとしたとき、「もわたしは神るのもろもろのわざを見たが、人は日の下に行われるわざを弱めることはできない。また、たとい知者があって、これを窮めることはできない。また、たとい知者がある。また、悪人であった。これを窮めることはできない。また、たとい知者があって、これを知ろうと思っても、これを窮めることはできないのである。

### 第九章

このすべての事に心を用いて、このすべての事を明ったとはこのすべての事に心を用いて、このすべての事を明らかにしようとした。すなわち正しい者と賢い者、および彼ららかにしようとした。すなわち正しい者と賢い者、および彼らのかざが、神の手にあることを明らかにしようとした。愛するい者にも正しくない者にも、善良な者にも悪い者にも、清い者である。正しなが、神の手にあることを明らかにしようとした。愛するい者にも正しくない者にも、善良な者にも、犠牲をささげない者と賢い者、および彼ららかにしようとした。すなわち正しい者と賢い者、および彼ららかにしようとした。すなわち正しい者と賢い者、および彼ららかにしようとした。

からである

にも、その臨むところは同様である。 善良な人も罪びとも異なることはない。誓いをなす者も、誓いをなすことを恐れる者も、ことはない。言すべての人に同一に臨むのは、日の下に行異なることはない。言すべての人に同一に臨むのは、日の下に行異なることはない。言すべての人に同一に臨むのは、日の下に行異なることはない。言すべての人に同一に臨むのは、日の下に行異なる事がある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生望みがある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生望みがある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生望みがある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生望みがある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生望みがある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生望みがある。生ける犬は、死せるししにまさるからである。五生むたみも、すでに消えうせて、彼らはもはや日の下に行われるすべたみも、すでに消えうせて、彼らはもはや日の下に行われるすべたの事に、永久にかかわることがない。

はその愛する妻と共に楽しく養育には、わざも、計略も、知識も、れるなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心をもってあなたの酒を飲むがよい。神はすでに、あなたのわざをもってあなたの酒を飲むがよい。神はすでに、あなたのわざをよみせられたからである。 こ すべてあなたの空なる命の日の間、あなたれるのだからである。 こ すべてあなたの空なる命の日の間、あなたれるのだからである。 こ すべてあなたの野に油を絶やすな。のだからである。 こ すべてあなたの野に油を絶やすな。のだからである。 こ すべてあなたの野は、かざり、あなたが世には、おなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心とも、計略も、知識も、くしてなせ。あなたの行く陰府には、わざも、計略も、知識も、くしてなせ。あなたの行く陰府には、わざも、計略も、知識も、くしてなせ。あなたの行く陰府には、わざも、計略も、知識も、なもなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、おなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、おなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、おなたは行って、喜びをもってあなたのパンを食べ、楽しい心と、おなたは行って、喜びをおない。神はすでは、おなたのでは、からない。

こ わたしはまた日の下を見たが、必ずしも速い者が競走に勝つのではなく、強い者が戦いに勝つのでもない。また賢い者がつのではなく、強い者が戦いに勝つのでもない。また賢い者がつのではなく、強い者が戦いに勝つのでもない。また賢い者がの人に臨む。こ 人はその時を知らない。魚がわざわいの網にの人に臨む。こ 人はその時を知らない。魚がわざわいの網にの人に臨む。こ 人はその時を知らない。魚がわざわいの網にの人に臨む。こ 人はその時を知らない。魚がわざわいの網にの人に臨む。こ 人はその時を知らない。魚がわざわいの網にいた。 というというない とうできない というない という

ここまたわたしは日の下にこのような知恵の例を見た。これはここまたわたしは日の下にこのような知恵の例を見た。これはいかった。これを囲み、これに向かって大きな雲梯を建てた。これを囲み、これに向かって大きな雲梯を建てた。これを囲み、これに向かって大きな雲梯を建てた。これを囲み、これに向かって大きな雲梯を建てた。これがいて、その知恵をし、町のうちにひとりの貧しい知恵のある人がいて、その知恵をし、町のうちにひとりの貧しい知恵のある人がいて、その知恵をもって町を救った。ところがだれひとり、その貧しい人を記憶もって町を救った。ところがだれひとり、その貧しい人を記憶する。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かる。しかしかの貧しい人の知恵は軽んぜられ、その言葉は聞かれなかった」。

りの罪びとは多くの良きわざを滅ぼす。の叫びにまさる。「<知恵は戦いの武器にまさる。しかし、ひとの叫びにまさる。「<知恵は戦いの武器にまさる。しかし、ひというないに聞かれる知者の言葉は、愚かな者の中のつかさたる者の事かに聞かれる知者の言葉は、愚かな者の中のつかさたる者の事かに聞かれる知者を言葉は、まる。なかなる。

## 第一〇章

死んだはえは、

香料を造る者のこうりょう

その君たちが酔うためでなく、力を得るために、 その君たちが朝から、ごちそうを食べる国よ、 彼は町にはいる道をさえ知らない。 だれがその身の後に起る事を 力を多くこれに用いねばならない。 一、あなたの王はわらべであって In 愚者の労苦はその身を疲れさせる、 告げることができようか。 またその言葉の終りは悪い狂気である。 しかし愚者のくちびるはその身を滅ぼす。 三知者の口の言葉は恵みがある。 こへびがもし呪文をかけられる前に、かみつけば しかし、知恵は人を助けてなし遂げさせる。 こもあなたの王は自主の子であって、 あなたはわざわいだ。 しかし人はだれも後に起ることを知らない。 |四 愚者は言葉を多くする、 I - 愚者の口の言葉の初めは愚痴である、 へび使は益がない。

この鉄が鈍くなったとき、人がその刃をみがかなければ、下を割る者はそれがために危険にさらされる。木を割る者はそれがために危険にさらされる。石がきをこわす者は、へびにかまれる。

適当な時にごちそうを食べる国よ、

あなたはさいわいだ。

八怠惰によって屋根は落ち、

かを知らない。そのようにあなたは、

雲を観測する者は刈ることをしない。

五

金銭はすべての事に応じる。
がみせん
酒は命を楽しませる。 翼のあるものは事を告げるからである。 空の鳥はあなたの声を伝え、 また寝室でも富める者をのろってはならない。 このあなたは心のうちでも王をのろってはならない。 - 丸食事は笑いのためになされ、 無精によって家は漏る。

# 第

多くの日の後、あなたはそれを得るからである。「あなたのパンを水の上に投げよ、 四風を警戒する者は種をまかない、 ニあなたは一つの分を七つまた八つに分けよ その木は倒れた所に横たわる。 また木がもし南か北に倒れるならば、 三雲がもし雨で満ちるならば、地にそれを注ぐ、 あなたは、どんな災が地に起るかを知らないからだ。

のわざを知らない。

る。 t 光は快いものである。目に太陽を見るのは楽しいことであっかり ころよ ゆ たいよう み あるか、あなたは知らないからである。 \*朝のうちに種をまけ、夕まで手を休めてはならない。実るのます。 は、これであるか、あれであるか、あるいは二つともに良いので

たの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み、あなたの目の見る゛若い者よ、あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあなぇ。 もっ べて、きたらんとする事は皆空である。 ませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。す ^ 人が多くの年、生きながらえ、そのすべてにおいて自分を楽し ところに歩め。ただし、そのすべての事のために、神はあなたを

10あなたの心から悩みを去り、

あなたのからだから痛みを除

若い時と盛んな時はともに空だからである。

さばかれることを知れ。

うにならない前に、ニまた日や光や、月や星の暗くならない前たり、年が寄って、「わたしにはなんの楽しみもない」と言うよ ーあなたの若い日に、 に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。゠その。。 あなたの造り主を覚えよ。悪しき日がき

では、いっさいは空である」と。

でないっさいは空である」と。

でないっさいは空である」と。

でないっさいは空である」と。

でないっさいは空である」と。

でないっさいは空である」と。

からである。

てのわざ、ならびにすべての隠れた事を善悪ともにさばかれるなものであって、ひとりの牧者から出た言葉が集められたものである。これはすべての人の本分である。これはすべて言われた。すなわち、神を恐れ、そこ事の帰する所は、すべて言われた。すなわち、神を恐れ、そこ事の帰する所は、すべて言われた。すなわち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。これはすべての人の本分である。これはすべての人の本分である。これはすべての人の本分である。ことはする。

魔しい言葉を得ようとつとめた。また彼は真実の言葉を正しく『され ことば たんぱん こうしょ かん ことば たんしょく考え、尋ねきわめ、あまたの箴言をまとめた。10 伝道者はよく考え、たず

書きしるした。

れさらに伝道者は知恵があるゆえに、知識を民に教えた。

#### 雅が 歌ゕ

### 第一章

こどうか、あなたの口の口づけをもって、

ソロモンの雅

あなたの名は注がれたにおい油のようです。 ■あなたのにおい油はかんばしく、 日がわたしを焼いたがために、 △わたしが日に焼けているがために、 ケダルの天幕のように、ソロモンのとばりのように。 わたしは黒いけれども美しい。 **ヵエルサレムの娘たちよ、** おとめたちは真心をもってあなたを愛します。 ぶどう酒にまさって、あなたの愛をほめたたえます。 わたしたちは、あなたによって喜び楽しみ、 聖はわたしをそのへやに連れて行かれた。 わたしたちは急いでまいりましょう。 四あなたのあとについて、行かせてください。 それゆえ、おとめたちはあなたを愛するのです。 あなたの愛はぶどう酒にまさり、 わたしに口づけしてください。

わたしを見つめてはならない。
しかし、わたしは自分のぶどう園を守らなかった。しかし、わたしは自分のぶどう園を守らなかった。しかし、わたしは自分のぶどう園を守らなかった。すわが魂の愛する者よ、
なるたはどこで、それを休ませるのか、どうして、わたしはさまよう者のように、かなければならないのですか。あなたの仲間の群れのかたわらに、かなければならないのですか。あなたが知らないなら、世れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、あなたが知らないなら、群れの足跡に従っていって、

こ われわれは銀を散らした金の飾り物を、 の あなたのほおは美しく飾られ、 こ あなたのほおは美しく飾られ、 こ あなたのほおは美しく飾られ、 こ ○ あなたのほおは美しく飾られ、 こ ○ あなたのほおは美しく飾られ、

ヵわが愛する者よ、

あなたのために造ろう。

わたしのナルドはそのかおりを放った。 三 王がその席に着かれたとき、

0

□ わが愛する者よ、見よ、あなたは美しく、□ わが愛する者は、わたしにとっては、□ わが愛する者は、わたしにとっては、エンゲデのぶどう園にある
エンゲデのぶどう園にある
エンゲデのぶどう園にある
カスナ樹の花ぶさのようです。
見よ、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しい、あなたは美しく、□ になわが愛する者よ、見よ、あなたは美しく、□ になりです。

そのたるきはいとすぎです。
こもわたしたちの床は緑い、

まことにりっぱです。

第二章

た。 おとめたちのうちにわが愛する者のあるのは、 こおとめたちのうちにわが愛する者のあるのは、 こわが愛する者の若人たちの中にあるのは、 こわが愛する者の若人たちの中にあるのは、 これが愛する者のおんごの木があるようだ。 かったの中にゆりの花があるようだ。 はいばらの中にゆりの花があるようだ。

> 見よ、彼はわたしたちの壁のうしろに立ち、著い雄じかのようです。 見よ、彼は山をとび、丘をおどり越えて来る。へわが愛する者の声が聞える。 右の手がわたしを抱いてくれるように。 \*どうか、彼の左の手がわたしの頭の下にあり、 かたりは愛のために病みわずらっているのです。 かたしは愛のために病みわずらっているのです。 わたしの上にひるがえる彼の旗は愛であった。 四 彼はわたしを酒宴の家に連れて行った。 ヵわが愛する者はかもしかのごとく ことさらに呼び起すことも、 あなたがたに誓い、お願いする、わたしは、かもしかと野の雌じかをさして、 セエルサレムの娘たちよ、 я 干ぶどうをもって、わたしに力をつけ、 さますこともしないように。 愛のおのずから起るときまでは りんごをもって、わたしに元気をつけてください。 彼の与える実はわたしの口に甘かった。ホボー ホッド ボ゙゙ 窓からのぞき、格子からうかがっている。 □のわが愛する者はわたしに語って言う、

山ばとの声がわれわれの地に聞える。鳥のさえずる時がきた。 影の消えるまで、身をかえして出ていって、日の涼しくなるまで、。 立って、出てきなさい。
かが愛する者よ、わが麗しき者よ、 せわが愛する者よ、 あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。あなたの声を聞かせなさい。 雨もやんで、すでに去り、 われわれのぶどう園は花盛りだから」と。 ぶどう園を荒す小ぎつねを捕えよ、 | 五われわれのためにきつねを捕えよ あなたの顔を見せなさい。 □ 岩の裂け目、がけの隠れ場におるわがはとよ、 三もろもろの花は地にあらわれ、 - 見よ、冬は過ぎ、 □□いちじくの木はその実を結び、

若い雄じかのようになってください。験しい山々の上で、かもしかのように、

立って、出てきなさい。

#### 弗三章

一わたしは夜、床の上で、
たましいまいます。 との上で、
わたしは彼をたずねたが、見つからなかった。
わたしは彼を呼んだが、答がなかった。
こ 「わたしは彼を呼んだが、答がなかった。
こ 「わたしは彼を呼んだが、答がなかった。
こ 「わたしは彼を呼んだが、答がなかった。
こ 「わたしは彼を呼んだが、答がなかった。
こ 町をまわり歩く夜回りたちに出会ったので、「あなたがたは、ままります。ままります。ままります。ままります。ままります。ままります。 こので、「あなたがたは、 このでもの愛する者を見ましたか」と尋ねた。 わが魂の愛する者を見ましたか」と尋ねた。 わが魂の愛する者に出会った。 わたしは彼を引き留めて行かせず、 わたしな彼を引き留めて行かせず、 わたしな彼を引き留めて行かせず、 わたしな彼を引きるのへやにはいった。 カたしな彼を引きるのへやにはいった。 カたしながらいがは、かもしかと野の雌じかをさして、 カたしは、かもしかと野の雌じかをさして、

愛のおのずから起るときまでは、あなたがたに誓い、お願いする、 ことさらに呼び起すことも、

さますこともしないように。

煙の柱のように、荒野から上って来るものは何にかおりを放ち、まらののでです。などかおりを放ち、 セ見よ、あれはソロモンの乗物で、 乳香など、商人のもろもろの香料をもって、 か。

六十人の勇士がそのまわりにいる。 イスラエルの勇士で、 つるぎをとり、戦いをよくし、

おのおの腰に剣を帯びて、

ヵソロモン王はレバノンの木をもって、 夜の危険に備えている。

その座は紫の布でつくった。 10 その柱は銀、そのうしろは金、\*\*\*\* 自分のために輿をつくった。

愛情をこめてつくった物を張りつけた。その内部にはエルサレムの娘たちが、

こシオンの娘たちよ、出てきてソロモン王を見よ。

> あなたの目は、 見よ、あなたは美しい、見よ、あなたは美しい。 - わが愛する者よ、 顔おおいのうしろにあって、

あなたの髪はギレアデの山を下る はとのようだ。

ニ あなたの歯は洗い場から上ってきたやぎの群れのようだ。

みな二子を産んで、一匹も子のないものはない。毛を切られた雌羊の群れのようだ。

その口は愛らしい。

三 あなたのくちびるは紅の糸のようで、 くれない いと

ざくろの片われのようだ。 あなたのほおは顔おおいのうしろにあって、

四あなたの首は武器倉のために建てた ダビデのやぐらのようだ。

みな勇士の大盾である。その上には一千の盾を掛けつらね、

**ヵあなたの両 乳ぶさは** 

かもしかの二子である二匹の子じかが、 りの花の中に草を食べているようだ。

あなたはことごとく美しく、少しのきずもない。 なたはことごとく美しく、少しのきずもない。 なたはことごとく美しく、少しのきずもない。 なたはことごとく美しく、少しのきずもない。 なたはことごとく美しく、少しのきずもない。

あなたの愛は、なんと麗しいことであろう。10わが妹、わが花嫁よ、ははよめ、10かが妹、わが花嫁よ、おたしの心を奪った。あなたの首飾のひと玉で、わたしの心を奪った。

あなたの香油のかおりはすべての香料よりも、あなたの愛はぶどう酒よりも、

あなたの舌の下には、蜜と乳とがある。 こ わが花嫁よ、あなたのくちびるは甘露をしたたらせいかにすぐれていることであろう。

こわが妹、わが花嫁は閉じた園、あなたの衣のかおりはレバノンのかおりのようだ。

友らよ、食らえ、飲め、

II あなたの産み出す物は、閉じた園、封じた泉のようだ。

もろもろの良き実をもつざくろの園、

ヘンナおよびナルド、

さまざまの乳香の木、1四ナルド、さふらん、しょうぶ、肉柱に

| 〒 あなたは園のタネタ で タゥロ かり| で おでは園のタネタ 生ける水の井、| といる水の井、| といる水の井、| といるがである。| といっというという というしょうと しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょうしょう しょうしょう しょうしょう

りが園を吹いて、そのかおりを広く牧う「★ル風よ、起れ、南風よ、きたれ。」 ☆☆☆☆ まこ ☆☆☆☆☆ またレバノンから流れ出る川である。またレバノンから流れ出る川である。

その良い実を食べるように。わが愛する者がその園にはいってきて、わが園を吹いて、そのかおりを広く散らせ。

### 第五章

わがぶどう酒と乳とを飲む。
わが蜜蜂の巣と、蜜とを食べ、わがとなり、ないって、わが没薬と香料とを集め、わが娘、わが遠にはいって、わが没薬と香料とを集め、これが妹、わが花嫁よ、

聞きなさい、わが愛する者が戸をたたいている。゠わたしは眠っていたが、心はさめていた。愛する人々よ、大いに飲め。

四わが愛する者が掛けがねに手をかけたので、 四わが愛する者が掛けがねに手をかけたので、 わが心は内におどった。 ヨわたしが起きて、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしの手から没薬がしたたり、 わたしはわが愛する者のために開いたが、 なが、きいしはわが愛する者のために開いたが、 たわたしはわが愛する者のために開いたが、 たっている。 はが帰り去ったとき、わが心は力を失った。 かが、 またい またい またい は またい は

> 万人にぬきんで、 乳で洗われて、良く落ち着いている。 彼に告げてください。
> ホネィ
> わたしが愛のために病みわずらっていると、 もしわが愛する者を見たなら、 わたしはあなたがたに誓って、 その髪の毛はうねっていて、からすのように黒い。 そのように、わたしたちに誓い、 なんのまさるところがあって、 あなたの愛する者は、ほかの人の愛する者に、 なんのまさるところがあるか。 あなたの愛する者は、ほかの人の愛する者に、 ヵ 女のうちの最も美しい者よ、 ^ エルサレムの娘たちよ 城壁を守る者らは、 かおりを放ち、 こ その頭は純金のように、 三そのほおは、 三その目は泉のほとりのはとのように、 このわが愛する者は白く輝き、かつ赤く、 かんばしい花の床のように、 わたしの上着をはぎ取った。 お 願<sup>ね</sup>が 願うの・ いする。

すでに足を洗った、

どうしてまた着られようか。
゠わたしはすでに着物を脱いだ、

わたしの髪の毛は夜露でぬれている」と言う。

わたしの頭は露でぬれ、 <sup>® たま</sup> っゅ もがはと、わが全き者よ、

わが愛する者、

あけてください。

そのくちびるは、

ゆりの花のようで、

没薬の液をしたたら

三わたしはわが愛する人のもの、

わが愛する者はわたしのものです。

そのからだはサファイヤをもっておおった IP その手は宝石をはめた金の円筒のごとく、

象牙の細工のごとく

大理石の柱のごとく、 In その足のすねは金の台の上にすえた。

その姿はレバノンのごとく、香柏のようで、美しい。

| 六その言葉は、はなはだ美しく、

彼はことごとく麗しい。

エルサレムの娘たちよ、

これがわが愛する者、これがわが友なのです。

= わが愛する者は園の中で、群れを飼い、わたしたちはあなたと一緒にたずねよう。 またゆりの花を取るために自分の園に下り、はないというできょう。 かんばしい花の床へ行きました。 あなたの愛する者はどこへおもむいたか。 あなたの愛する者はどこへ行ったか。 - 女のうちの最も美しい者よ、

> ы あなたの目はわたしを恐れさせるゆえ 麗しいことエルサレムのごとく 四わが愛する者よ、あなたは美しいことテルザのごとく、 恐るべきこと旗を立てた軍勢のようだ。 彼はゆりの花の中で、その群れを飼っています。ホボーボーダ

わたしからそむけてください。 あなたの髪はギレアデの山を下る

やぎの群れのようだ。

\* あなたの歯は洗い場から上ってきた。 ゅう ば のぼ のぼ

みな二子を産んで、一匹も子のないものはない。雌羊の群れのようだ。 ± あなたのほおは顔おおいのうしろにあって、

ざくろの片われのようだ。

へ 王妃は六十人、そばめは八十人、

また数しれぬおとめがいる。

彼女は母のひとり子、彼女を産んだ者の最愛の者だ。 れかはと、わが全き者はただひとり、 おとめたちは彼女を見て、さいわいな者ととなえ、

月のように美しく、太陽のように輝き、 □○「このしののめのように見え、

王妃たち、そばめたちもまた、彼女を見て、ほめた。

恐るべき事、旗を立てた軍勢のような者はだれか」。

Ξ あなたの両 乳ぶさは

帰れ、帰れ、わたしたちはあなたを見たいものだ。タネ ざくろの花が咲いたかを見ようと 三帰れ、帰れ、シュラムの女よ、
がえ、かえ、
かえない。 わたしを車の中のわが君のかたわらにおらせた。 三わたしの知らないうちに、わたしの思いは、 くるみの園へ下っていった。 こわたしは谷の花を見、ぶどうが芽ざしたか、

あなたがたはどうしてマハナイムの踊りを見るように シュラムの女を見たいのか。

### 第七章

名人の手のわざのようだ。 なんと麗しいことであろう。 ニあなたのほぞは、 あなたの足は、くつの中にあって、 女王のような娘よ、

ゆりの花で囲まれた山盛りの麦のようだ。あなたの腹は、

髪の毛は紫色のようで、王はそのたれ髪に捕われた。紫色は、はないきいのようで、まったのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないの頭は、カルメルのようにあなたを飾り、エあなたの頭は、カルメルのようにあなたを飾り、 ヘシボンの池のごとく、あなたの目は、バテラビムの門のほとりにある ☆愛する者よ、快活なおとめよ、 かいかっ 四あなたの首は象牙のやぐらのごとく レバノンのやぐらのようだ。 あなたの鼻は、ダマスコを見おろす かもしかの二子である二匹の子じかのようだ。

±あなたはなつめやしの木のように威厳があり、 あなたの乳ぶさはそのふさのようだ。 あなたはなんと美しく愛すべき者であろう。

<わたしは言う、「このなつめやしの木にのぼり、 その枝に取りつこう。

あなたの息のにおいがりんごのごとく、 どうか、あなたの乳ぶさが、ぶどうのふさのごとく、

くちびると歯の上をすべるように」と。なめらかに流れ下る良きぶどう酒のごとく、 ヵあなたの口づけが、 こわが愛する者よ、 □ わたしはわが愛する人のもの、彼はわたしを恋い慕う。

わたしたちはいなかへ出ていって、

村里に宿りましょう。 こ わたしたちは早く起き、ぶどうの花が咲いたか、ぶどうの木が芽ざしたか、ぶどうの花が咲いたかを見ましょう。 こ 恋なすは、かおりを放ち、 もろもろの良きくだものは、 もろもろの良きくだものは、 もろもろの良きくだものは、 ものか愛する者よ、のかである。また。 ここでなすは、かおりを放ち、 また。 また。 また。 また。 また。 また。 また。 かかりをかち、 おりをかち、 おりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 かおりをかち、 からしはこれをあなたのためにたくわえました。 かんしはこれをあなたのためにたくわえました。 かったりはこれをあなたのためにたくわえました。 かったりはこれをあなたのためにたくわえました。

第八章

- どうか、あなたは

わたしを産んだ者のへやにはいり、 まずが は 別ぶさを吸った かないでしょう。 かたしがそとであなたに会うとき、 あなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、 あなたに口づけしても、 かが母の乳ぶさを吸った

りんごの木の下で、わたしはあなたを呼びさました。あなたの母上は、かしこで産みの苦しみをした。あなたの産んだ者が、かしこで産みの苦しみをした。あなたの産んだ者が、かしこで産みの苦しみをした。あなたの腕に置いて印のようにしてください。愛は死のように強く、

± 愛は大水も消すことができない、

そのきらめきは火のきらめき、最もはげしい炎です。

愛に換えようとするならば、もし人がその家の財産をことごとく与えて、

<わたしたちに小さい妹がある、まだ乳ぶさがない。 いたくいやしめられるでしょう。

彼女が戸であるなら、香柏の板でそれを囲もう。 れ彼女が城 壁であるなら、その上に銀の塔を建てよう。れ彼女のために何をしてやろうか。 きん じょうくき かのじょ じょうくき かのじょ じょうくき かんしたちの妹に縁談のある日には、 |〇わたしは城壁、わたしの乳ぶさは、

平和をもたらす者のようでありました。それでわたしは彼の目には、やべらのようでありました。

彼はぶどう園を、守る者どもにあずけて、「まる」をいる。こ ソロモンはバアルハモンにぶどう園をもっていた。

ソロモンよ、あなたは一千を獲るでしょう、 三わたしのものであるぶどう園は、わたしの前にある。 おのおのその実のために銀一千を納めさせた。

その実を守る者どもは二百を獲るでしょう。

I 園の中に住む者よ、

どうぞ、それをわたしに聞かせてください。 わたしの友だちはあなたの声に耳を傾けます、

わが愛する者よ、急いでください。

また若い雄じかのようになってください。かんばしい山々の上で、かもしかのように、

# イザヤ書は

### 第一

- アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキ 主が次のように語られたから、こ天よ、聞け、地よ、耳を傾けよ、 わたしは子を養い育てた、

ろばはその主人のまぐさおけを知る。三牛はその飼主を知り、しかし彼らはわたしにそむいた。 しかしイスラエルは知らず、

四ああ、 わが民は悟らない」。 罪深い国びと、不義を負う民、

彼らは主を捨て、整落せる子らよ。悪をなす者のすえ、堕落せる子らよ。

これをうとんじ遠ざかった。 イスラエルの聖者をあなどり、

その頭はことごとく病み、 あなたがたは、どうして重ね重ねそむいて、 なおも打たれようとするのか。

> 完全なところがなく、 た足のうらから頭まで、 傷と打ち傷と生傷ばかりだ。

油をもってやわらげるものもない。 これを絞り出すものなく、包むものなく、

t あなたがたの国は荒れすたれ 町々は火で焼かれ、

ハシオンの娘はぶどう畑の仮小屋のように、 きゅうり畑の番小屋のように、 田畑のものはあなたがたの前で外国人に食われ、 滅ぼされたソドムのように荒れすたれた。

われわれに少しの生存者を残されなかったなら、 れもし万軍の主が、 包囲された町のように、ただひとり残った。

われわれはソドムのようになり、 またゴモラと同じようになったであろう。

われわれの神の教に耳を傾けよ。 あなたがたゴモラの民よ、 主の言葉を聞け。 のあなたがたソドムのつかさたちよ、

二主は言われる、

その心は全く弱りはてている。

0

-あなたがたがささげる多くの犠牲は、 \*\*\*

わたしになんの益があるか。

わたしは雄羊の燔祭と、

わたしは雄牛あるいは小羊、 肥えた獣の脂肪とに飽いている。 はいる。 はほう はいる。

あるいは雄やぎの血を喜ばない。

だれが、わたしの庭を踏み荒すことを求めたか。 三あなたがたは、わたしにまみえようとして来るが

I = あなたがたは、もはや、 むなしい供え物を携えてきてはならない。

新月、安息日、また会衆を呼び集めること――――が、まんそくにも、かいしゅう、ま、まっ薫香は、わたしの忌みきらうものだ。

わたしは不義と聖会とに耐えられない。

| 四あなたがたの新月と定めの祭とは、

わが魂の憎むもの、

それはわたしの重荷となり、

わたしは、それを負うのに疲れた。

わたしは目をおおって、あなたがたを見ない。 | 11 あなたがたが手を伸べるとき、

たとい多くの祈をささげても、わたしは聞かない。

あなたがたの手は血まみれである。 - あなたがたは身を洗って、清くなり、

悪を行うことをやめ、かたしの目の前からあなたがたの悪い行いを除き、わたしの目の前からあなたがたの悪い行いを除き、

- も 善を行うことをならい、公平を求め、

しえたげる者を戒め、

みなしごを正しく守り、寡婦の訴えを弁護せよ。

「大主は言われる、

さあ、われわれは互に論じよう。

たといあなたがたの罪は緋のようであっても

雪のように白くなるのだ。

- n もし、あなたがたが快く従うなら、 紅のように赤くても、羊の毛のようになるのだ。

このしかし、あなたがたが拒みそむくならば、

つるぎで滅ぼされる」。

三かつては忠信であった町、 これは主がその口で語られたことである。

どうして遊女となったのか。

昔は公平で満ち、

今は人を殺す者ばかりとなってしまった。 正義がそのうちにやどっていたのに、

三あなたの銀はかすとなり、

あなたのぶどう酒は水をまじえ、

三四このゆえに、主、万軍の主、 寡婦の訴えは彼らに届かない。 みなしごを正しく守らず、 忠信の町ととなえられる」。
おなたの議官を初めのとおりに回復する。
をの後あなたは正義の都、
をの後あなたは正義の都、
のいっというできる。
かいさく
かいさく
かいさく
かいさく 正義をもってあがなわれる。そのうちの悔い改める者は、 ニホ あなたがたは、みずから喜んだかしの木によって、 主を捨てる者は滅びうせる。 こへしかし、そむく者と罪びととは共に滅ぼされ ニャシオンは公平をもってあがなわれ あなたの混ざり物をすべて取り除く。 あなたのかすを灰汁で溶かすように溶かし去り、 In わたしはまた、わが手をあなたに向け、 わがあだにむかって恨みをはらす。 みな、まいないを好み、贈り物を追い求め、 「ああ、わたしはわが敵にむかって憤りをもらし、 イスラエルの全能者は言われる

> IIO あなたがたは葉の枯れるかしの木のように、 その二つのものは共に燃えて、 水のない園のようになり、 みずから選んだ園によって、恥じ赤らむ。 はずかしめを受け、 それを消す者はない。

盗びとの仲間となりぬす

IIII あなたのつかさたちはそむいて

=終りの日に次のことが起る。 もろもろの峰よりも高くそびえ、もろもろの山のかしらとして堅く立ち、 主の家の山は、 彼はその道をわれわれに教えられる、 ヤコブの神の家へ行こう。 三多くの民は来て言う、 すべて国はこれに流れてき、 われわれはその道に歩もう」と。 「さあ、われわれは主の山に登り、

であ、われわれは主の光に歩もう。
さあ、われわれは主の光に歩もう。
さあ、われわれは主の光に歩もう。
これは彼らが東の国からの占い師をもって満たし、これは彼らが東の国からの占い師をもって満たし、パリシテびとのように占い者となり、また彼らの国には金銀が満ち、その財宝は限りない。また彼らの国には金銀が満ち、その財宝は限りない。また彼らの国には金銀が満ち、その財宝は限りない。また彼らの国には馬が満ち、その財宝は限りない。また彼らの国には馬が満ち、その財宝は限りない。そった彼らである。
とうか彼らをおゆるしにならぬように。どうか彼らをおゆるしにならぬように。

すべてのそびえ立つ峰々、 すべての麗しい船舶に臨む。 バシャンのすべてのかしの木、 すべて誇る者と高ぶる者、 おごる人はかがめられ、 こその日には目をあげて高ぶる者は低くせられ 主の恐るべきみ前と、その威光の輝きとを避けよ。 おごる人は低くせられ、 すべての堅固な城壁、 ニーまたレバノンの高くそびえるすべての香柏、 臨むからである。 すべておのれを高くする者と得意な者とに 三これは、万軍の主の一日があって、 主のみ高くあげられる。 | 六 タルシシのすべての船 ヨすべての高きやぐら、 |四またすべての高い山々、 セその日には<br />
高ぶる者はかがめられ

主の言葉はエルサレムから出るからである。律法はシオンから出、

四彼はもろもろの国のあいだにさばきを行い、

多くの民のために仲裁に立たれる。

こうして彼らはそのつるぎを打ちかえて、すきとし、

国は国にむかって、つるぎをあげず、そのやりを打ちかえて、かまとし、

主のみ高くあげられる。

占い師と長老、

裁判官と預言者、

三五十人の長と身分の高い人、

議官と巧みな魔術師、

### 第三章

その栄光の目をおかしたので、へこれは彼らの言葉と行いとが主にそむき、 若い者は老いたる者にむかって高ぶり、 人はおのおのその隣をしえたげ、 セその日、彼は声をあげて言う、 五民は互に相しえたげ、 四わたしはわらべを立てて彼らの君とし、 n 彼らの不公平は彼らにむかって不利なあかしをし、 エルサレムはつまずき、ユダは倒れたからである。 民のつかさびとにしないでください」。 わたしを立てて、 この荒れ跡をあなたの手で治めてください」と。 卑しい者は尊い者にむかって高ぶる。 みどりごに彼らを治めさせる。 わたしの家にはパンもなく、外套もありません わたしたちのつかさびとになって、 老練なまじない師を取り去られる。 "わたしはいやす者となることはできません、 あなたは外套を持っている、

ソドムのようにその罪をあらわして隠さない。

万軍の神、主は言われる。 貧しい者の顔をすり砕くのか」と 貧しい者からかすめとった物は、 一、主は言われた、 一五なぜ、 あなたがたの家にある。 I四主はその民の長 老と君たちとをさばいて、 その民をさばくために立たれる。 |三主は言い争うために立ちあがり、 あなたの行くべき道を混乱させる。 かえって、あなたを迷わせ 女たちに治められる。 シオンの娘らは高ぶり、 ずあなたがたは、ぶどう畑を食い荒した。 わが民よ、あなたを導く者は あなたがたはわが民を踏みにじり、

> 彼らの隠れた所をあらわされる。 撃って、かさぶたでおおい、 その足でりんりんと鳴り響かす。 その行くとき気どって歩き、 首をのばしてあるき、目でこびをおくり、 It それゆえ、主はシオンの娘らの頭を tipo abt a

くるぶし

彼らはその行いの実を食べるからである。10正しい人に言え、彼らはさいわいであると。

彼らはみずから悪の報いをうけた。わざわいなるかな、

その手のなした事が彼に報いられるからである。こ悪しき者はわざわいだ、彼は災をうける。

三わが民は幼な子にしえたげられ、

三四芳香はかわって、 よく編んだ髪はかわって、 帯はかわって、なわとなり、 シオンは荒れすたれて、地に座する。 ニト、シオンの門は嘆き悲しみ、 あなたの勇士たちは戦いに倒れる。 はなやかな衣はかわって、 In あなたの男たちはつるぎに倒れ、 美しい顔はかわって、焼き印された顔となる。 悪臭となり、 、荒布の衣となり、、かぶろとなり、

どを取り除かれる。

### 第四章

この枝は難しく栄え、地の産物はイスラエルの生きこその日、主の枝は難しく栄え、地の産物はイスラエルの生きにある天蓋であり、あずまやであって、木屋は暑さをふせぐ陰性にある天蓋であり、あずまやであって、木屋は暑さをふせぐ陰にある天蓋であり、あずまやであって、木屋は暑さをふせぐ陰となり、また暴風と雨を避けて隠れる所となる。 となり、また暴風と雨を避けて隠れる所となる。 となり、また暴風と雨を避けて隠れる所となる。 となり、また暴風と雨を避けて隠れる所となる。 となり、また暴風と雨を避けて隠れる所となる。

### 第五章

わが愛する者は土肥えた小山の上に、そのぶどう畑についてのわが愛の歌をうたおう。「わたしはわが愛する者のために、

一つのぶどう畑をもっていた。 一つのぶどう畑をもっていた。 こ 彼はそれを掘りおこし、石を除き、 それに良いぶどうを植え、 その中に物見やぐらを建て、 またその中に物見やぐらを建て、 またその中に物見やぐらを建て、 ところが結んだものは野ぶどうであった。 ところが結んだものは野ぶどうであった。 どうか、わたしとぶどう畑との間をさばけ。 四わたしが、ぶどう畑になした事のほかに、 何かなすべきことがあるか。 だごりして野ぶどうを結んだのか。 どうして野ぶどうを結んだのか。 どうして野ぶどうを結んだのか。 がこして野ぶどうを結んだのか。 がったした。 がったしが、ぶどう畑になるうとすることをあなたがたに告げる。

踏み荒されるにまかせる。食い荒されるにまかせ、そのかきをとりこわしておたしはそのまがきを取り去って、

おどろと、いばらとを生えさせ、刈り込むことも、 耕すこともせず、

また雲に命じて、その上に雨を降らさない。

主が喜んでそこに植えられた物は、 セ万軍の主のぶどう畑はイスラエルの家であり、

見よ、叫び。
見よ、当の人とである。
こうないのに、
を望まれたのに、
をはこれに公平を望まれたのに、
をはこれに公平を望まれたのに、
をはこれに公平を望まれたのに、

自分ひとり、 田畑に田畑をまし加えて、余地をあまさず、たはた。たはた。 ハわざわいなるかな、 国のうちに住まおうとする。 彼らは家に家を建て連 ね

大きな麗しい家も住む者がないようになる。 「必ずや多くの家は荒れすたれかなら」

こわざわいなるかな、彼らは朝早く起きて、 |〇十反のぶどう畑もわずかに一バテの実を結び、 ホメルの種もわずかに一エパの実を結ぶ」。

濃き酒をおい求め、

酒にその身を焼かれている。夜のふけるまで飲みつづけて、

三彼らの酒宴には琴あり、立琴あり、

鼓あり笛あり、ぶどう酒がある。 しかし彼らは主のみわざを顧みず、

み手のなされる事に目をとめない。

I= それゆえ、わが民は無知のために、 とりこにせられ

その尊き者は飢えて死に、

そのもろもろの民は、かわきによって衰えはてる。

|四また陰府はその欲望を大きくし、

その口を限りなく開き、

エルサレムの貴族、そのもろもろの民、

その群集およびそのうちの喜びたのしめる者はみない。

その中に落ちこむ。

I 五人はかがめられ、人々は低くせられ

高ぶる者の目は低くされる。 | へしかし万軍の主は公平によってあがめられ|

聖なる神は正義によって、

おのれを聖なる者として示される。

肥えた家畜および子やぎは荒れ跡の中で食を得る。 | セこうして小羊は自分の牧場におるように草をはみ、

一人わざわいなるかな、

彼らは偽りのなわをもって悪を引きよせ、 車の綱をもってするように罪を引きよせる。

In 彼らは言う、「彼を急がせ、

それを見せてもらおう。 そのわざをすみやかにさせよ

イスラエルの聖者の定める事を近づききたらせよ、イスラエルの聖者の定める事を近づききたらせよ、 言ったりであり、どのであり、とのわざわいなるかな、彼らは悪を呼んで善といい、 いかりであり、どのであり、とのであり、といい、 でありであり、といい、 でありであり、どのであり、といい、 でありであり、どのであり、といい、 でありであり、どのであり、といい、 でありであり、どのであり、といい、 でありであり、どのであり、といい、 であり、どのであり、といい、 であり、このわざわいなるかな、彼らはおのれを見て、賢しとし、 のずから顧みて、さとしとする。

彼らのしかばねは、ちまたの中で、タネ

三わざわいなるかな、

> 見よ、彼らは走って、すみやかに来る。地の果から彼らを呼ばれる。 三0 その日、その鳴りどよめくことは、 若いししのようにほえ、 その馬のひずめは火打石のように、 三、主は旗をあげて遠くから一つの国民を招き、 なお、み手を伸ばされる。 それにもかかわらず、み怒りはやまず、 もし地をのぞむならば、見よ、 海の鳴りどよめくようだ。 かすめ去っても救う者がない。 うなって獲物を捕え、 その車の輪はつむじ風のように思われる。 三へその矢は鋭く、その弓はことごとく張り、 そのくつのひもは切れていない。 その腰の帯はとけず、 こせその中には疲れる者も、つまずく者もなく、 あくたのようになった 元そのほえることは、 まどろむ者も、眠る者もない。 ししのように

ください」。ヵ主は言われた、「あなたは行って、この民にこう言い

たしは言った、「ここにわたしがおります。

わたしをおつかわし

わそうか。だれがわれわれのために行くだろうか」。その時わ

かけり、三互に呼びかわして言った。
もって顔をおおい、二つをもって足をおおい、二つをもって飛びもって顔をおおい、二つをもって足をおおい、二つをもって飛びきといるのを見た。三その二つを座し、その衣のすそが神殿に満ちているのを見た。三その上にセ座り、その衣のすそが神殿に満ちているのを見た。三その上にセーウジヤ王の死んだ年、わたしは主が高くあげられたみくらに

は全地に満つ」。

せんち
・
なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光
「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、正常の主、その栄光

> v なさい

『あなたがたはくりかえし聞くがよい、 『あなたがたはくりかえし見るがよい、 しかしわかってはならない』と。 しかしわかってはならない』と。 これは彼らがその目で見、その目を閉ざしなさい。 その耳を聞えにくくし、その目を閉ざしなさい。 これは彼らがその目で見、その下で聞き、

悔い改めていやされることのないためである」。

テレビンの木またはかしの木が切り倒されるとき、これもまた焼き滅ぼされる。これもまた焼き滅ぼされる。まれあっても、

こうなっている。

聖なる種族はその切り株である。その切り株が残るように」。

### 第七章

に動揺した。

「型がの主、ウジヤの子ヨタム、その子アハズの時、スリヤの王の正、ウジヤの子ョタム、その子アハズの時、スリヤの王の正、カジャの主、ウジヤの子ョタム、その子アハズの時、スリヤの王の正、カジャの主、ウジヤの子ョタム、その子アハズの時、スリヤの王の野揺した。

これの子ととあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミその時、主はイザヤに言われた、「今、あなたとあなたの子シャミをの話という。」

ダマスコのかしらはレヂンである。<スリヤのかしらはダマスコ、この事は決して行われない、また起ることはない。生主なる神はこう言われる、

こなる。)(六十五年のうちにエフライムは敗れて、国をなさないよう(六十五年

カフライムのかしらはレマリヤの子である。 もしあなたがたが信じないならば、立つことはできない』」。
この主は再びアハズに告げて言われた、「「あなたの神、主に「つのしるしを求めよ、陰府のように深い所に、あるいは天のように高い所に求めよ」。三しかしアハズは言った、「わたしはそれを求めて、主を試みることをいたしません」。「三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。「三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。「三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。「三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。「三そこでイザヤを求めて、主を試みることをいたしません」。「三そこでイザヤを求めて、「ダビデの家よ、聞け。あなたがたは人を煩わすことを小さい事とし、またわが神をも煩わそうとするのか。「四それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。」「本それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのを捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりのとないは、対しいは、対しいは、対しいは、対している。「本では、対しいは、対しいは、対しないように、対している。「本では、対しいは、対しいは、対しないようには、対しいは、対しないようには、対しないようには、対しないようには、対しないようには、対しないようには、立つことはできないようには、立つことはできないようには、対している。「本では、対している。」

スリヤの地にいる蜂を呼ばれる。「π彼らはみな来て、険しい「<その日、主はエジプトの川々の源にいる、はえを招き、アットの「カート)」。

アッスリヤの王である」。

も除き去られる。三 その日、人は若い雌牛一頭と羊 二頭を飼って さい かん かん かっしょう かっしょう かっしょう かっしょう かい スリヤの王をもって、頭と足の毛とをそり、また、ひげを こ0 その日、主は大川の向こうから雇ったかみそり、すなわち谷、岩の裂け目、すべてのいばら、すべての牧場の上にとどまる。

べて国のうちに残された者は凝乳と、蜂蜜とを食べることがでいます。 まの ぎょうにゅう はをみった まる おいので、 凝乳を食べることができ、すい かい かい かい かい ぎょうにゅう た

と、おどろとが地にはびこるために、人々は弓と矢をもってそこ ŧ 三その日、 その地はただ牛を放ち、羊の踏むところとなる。 は、いばらと、おどろとを恐れて、そこへ行くことができない。 へ行く。これくわをもって掘り耕したすべての山々にも、 ことごとくいばらと、おどろの生える所となり、エロ いばら 銀一千シケルの価ある千株のぶどうの木のあった所 あなた

0)

### 第八章

= そこで、わたしは確かな証人として、祭司ウリヤおよびエベレ 普通の文字で、『マヘル・シャラル・ハシ・バズ』と書きなさい」。 彼女はみごもって男の子を産んだ。その時、 - 主はわたしに言われた、「一枚の大きな札を取って、 キヤの子ゼカリヤを立てた。=わたしが預言者の妻に近づくと、 主はわたしに言わ その上に

> にまで及ぶ。インマヌエルよ、その広げた翼はあまねく、あなたり、すべての岸を越え、ヘユダに流れ入り、あふれみなぎって、首 じける。セそれゆえ見よ、主は勢いたけく、みなぎりわたる大川 ■主はまた重ねてわたしに言われた、< 「この民はゆるやかに流 第 アッスリヤ王の前に奪い去られるからである」。らないうちに、ダマスコの富と、サマリヤのぶんどり品とが、 と、そのもろもろの威勢とであって、そのすべての支流にはびこ の水を彼らにむかってせき入れられる。これはアッスリヤの王の水を彼らにむかってせき入れられる。これはアッスリヤの王の れるシロアの水を捨てて、レヂンとレマリヤの子の前に恐れく それはこの子がまだ『おとうさん、おかあさん』と呼ぶことを知 れた、「その名をマヘル・シャラル・ハシ・バズと呼びなさい。 国に満ちわたる」。

驚きあわてよ。

言葉を出せ、しかし、行われない。 □ともに計れ、しかし、成らない。

神がわれわれと共におられるからである。

こ主は強いみ手をもって、 わたしを捕え、わたしに語 り、この

民な

ベ

山にいます万軍の主から与えられたイスラエルのしるしであく見よ、わたしと、主のわたしに賜わった子たちとは、シオンの《 I あなたがたは、ただ万軍の主を聖として、彼をかしこみ、彼恐れるものを恐れてはならない。またおののいてはならない。 に死んだ者に求めるであろうか。こっただ教とあかしとに求め に封じておこう。」も主はいま、ヤコブの家に、み顔をかくしている。 聖所となり、またさまたげの石、つまずきの岩となり、 がない。三一彼らはしえたげられ、 ように、ささやくように語る巫子および魔術者に求めよ」という り、前ぶれである。 ムの住民には網となり、わなとなる。 | m 多くの者はこれにつま を恐れなければならない。 と暗きと、苦しみのやみとがあり、彼らは暗黒に追いやられる。 おられるとはいえ、わたしはその主を待ち、主を望みまつる。こ へわたしは、あかしを一つにまとめ、教をわが弟子たちのうち まことに彼らはこの言葉によって語るが、そこには夜明け 民は自分たちの神に求むべきではないか。生ける者のためた。 かつ倒れ、破られ、わなにかけられ、捕えられる」。 「九人々があなたがたにむかって「さえずる 四主はイスラエルの二つの家には 飢えて国の中を経あるく。 エルサレ そ

> 与えられる。 たっぱい コルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を済みいた。ぱい カーロー はいはずかしめを与えられたが、後にはブルンの地、ナフタリの地にはずかしめを与えられたが、後にはブルンの地 かけい あいた地にも、やみがなくなる。 さきにはゼーしかし、苦しみにあった地にも、やみがなくなる。 さきにはゼー

その名は、「霊妙なる議士、大能の神、まつりごとはその肩にあり、

<ひとりのみどりごがわれわれのために生れた、

ひとりの男の子がわれわれに与えられた。

彼らは高ぶり、心おごって言う、エフライムとサマリヤに住む者とは知るであろう。 万軍の主の熱心がこれをなされるのである。 彼らは大口をあけてイスラエルを食い尽す。 これをイスラエルの上にくだされる。 ダビデの位に座して、その国を治め、 なおも、そのみ手を伸ばされる。 それでも主の怒りはやまず、 三東にスリヤびとあり、西にペリシテびとあり、 そのあだを奮い立たせられる。 われわれは香柏をもってこれにかえよう」と。 くわの木が切り倒されても、 われわれは切り石をもって建てよう。 ヵすべてこの民、 ^ 主はひと言をヤコブにおくり これを立て、これを保たれる。 今より後、とこしえに公平と正義とをもっていま。 のち せそのまつりごとと平和とは、^^レヒホ こ それゆえ、主は敵を起して彼らを攻めさせ、 10「かわらがくずれても、 増し加わって限りなく、

\* ヘャ

\*\*

とこしえの父、平和の君」ととなえられる。

万軍の主を求めない。

左手で食べても飽くことがない。 いばらと、おどろとを食い尽し、 IO 彼らは右手につかんでも、なお飢え、 だれもその兄弟をあわれむ者がない。 その民は火の燃えくさのようになり、 なおも、そのみ手を伸ばされる。 それでも主の怒りはやまず、 すべての口は愚かな事を語るからである。 そのみなしごと寡婦とをあわれまれない。 その尾とは、偽りを教える預言者である。 茂りあう林を焼き、 煙の柱となって巻きあがる。 彼らはみな、不信仰であって、悪を行う者、
常ない。これであって、悪を行う者、 彼らに導かれる者は、のみ尽される。 スこの民を導く者は、これを迷わせ、 たな、そもで、もの まま I 五 その頭とは、 長 老と尊き人、 しゅろの枝と葦とを一日のうちに断ち切られる。 おのおのその隣り人の肉を食う。 |九万軍の主の怒りによって地は焼け、 | へ悪は火のように燃え、 こせそれゆえ、主はその若き人々を喜ばれず、 四それゆえ、主はイスラエルから頭と尾と、 殺された者の中に伏し倒れるのみだ。

なおも、そのみ手を伸ばされる。それでも主の怒りはやまず、エフライムはマナセを食い、エフライムはマナセを食い、ニマナセはエフライムを、

### 第一〇章

これがあり、 くだ もの ぼうぎゃく せんごく か もの 本 が はんけっ くだ もの ぼうぎゃく せんごく か お か はら は 乏しい者の訴えを 引き 受けず、 こ 彼ら は 乏しい者の訴えを 引き 受けず、 こ が は のうちの貧しい者の権利をはぎ、 わが民のうちの貧しい者の権利をはぎ、 わが民のうちの貧しい者の権利をはぎ、 か は しきん うらば もの すけんり とば しきん うらば ままかせんり でき あなたがたは刑罰の日がきたなら、 こ あなたがたは刑罰の日がきたなら、 に あなたがたは刑罰の日がきたなら、 なに 何をしようとするのか。

サマリヤのものにまさっていた。

せしかし彼はそのようには思わず、 n カルノはカルケミシのようではないか。 <彼は言う、「わが諸侯はみな王ではないか。 あまたの国々を倒そうとする。 五ああ、 その彫った像はエルサレムおよび サマリヤはダマスコのようではないか。 かえってその心は滅ぼすことを思い、 その心もそのようには考えず、 彼らをちまたの泥のように踏みにじらせる。 わが憤りのむちだ。 それでも主の怒りはやまず、 ハマテはアルパデのようではないか。 - ○ わが手は偶像に仕える国々に伸びた。 そのみ手を伸ばされる。 アッスリヤはわが怒りのつえ、

ごとくなし遂げられた時、主はアッスリヤ王の無礼な言葉と、そ言 主がシオンの山とエルサレムとになそうとすることを、こと

エルサレムとその偶像に行わぬであろうか」。 こ わたしはサマリヤとその偶像に行ったように ぐうぎょ きょ

位に座する者を引きおろした。

「四わが手は巣を取るように、
またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またわたしは人々が捨てられた卵を集めるように、またりは、それを聞かし、あるいは口を開き、あるいはできかった」。
「田 おのは、それを聞かし、あるいは口を開き、あるいは翼を動かし、あるいは口を開き、かずから高ぶることができようか。
「エ おのは、それを動かす者にむかって、しょうなが木でない者をあげようとするのに等しい。
「木 それゆえ、主、万軍の主は、なより、はんなの下に火の燃えるような炎を燃やされる。その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる。その栄光の下に火の燃えるような炎を燃やされる。

の高ぶりとを罰せられる。三彼は言う、

わが手の力により、またわが知恵によって

その財宝を奪った。

わたしはもろもろの民の境を除き、

わたしはこれをなした。

わたしは賢いからである。

またわたしは雄牛のように、

エジプトで

怒りは彼らを滅ぼすからである。ニト、万軍の主は、むかしミデアメック ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ まただしばらくして、わが憤りはやみ、わがれてはならない。ニル、ただしばらくして、わが憤りはやみ、わがもってあなたを打ち、つえをあげてあなたをせめても、彼らを恐

ンびとをオレブの岩で撃たれた時のように、彼らにむかって、む

ちをふるわれる。またそのつえを海の上にのばし、

**『四それゆえ、主、万軍の主はこう言われる、「シオンに住むわが** 

民よ、アッスリヤびとが、エジプトびとがしたように、むちを

第 章

はあなたの肩からおり、彼のくびきはあなたの首から離れる」。なされたように、それをあげられる。これその日には、彼の重荷 彼はリンモンから上り、

ミクマシでその行李をとどめ、 三、アイアテにきたり、ミグロンを過ぎ、

これ渡しを過ぎて、ゲバに宿る。 ラマはおののき、サウルのギベアは逃げ去った。

ライシよ、耳を傾けよ。 このガリムの娘よ、声をあげて叫べ。

アナトテよ、彼に答えよ。

シオンの娘の山、 三この日彼はノブに立ちとどまり、 三マデメナは逃げ去り、ゲビムの民は隠れ場を求めた。 エルサレムの丘にむかって、

恐ろしい力をもって枝を切りおろされる。 たけの高いものも切り落され

III 見よ、主、万軍の主は、

その手を振る。

そびえ立つものは低くされる。

IM 主はおのをもって茂りあう林を切られる。 みごとな木の茂るレバノンも倒される。

> = その上に主の霊がとどまる。 その根から一つの若枝が生えて実を結び、ニエッサイの株から一つの芽が出、

その目の見るところによって、さばきをなさず、『彼は主を恐れることを楽しみとし、 主を知る知識と主を恐れる霊である。これは知恵と悟りの霊、深慮と才能の霊

四正義をもって貧しい者をさばき、その耳の聞くところによって、定めをなさず、

公平をもって国のうちの

柔和な者のために定めをなし、

そのくちびるの息をもって悪しき者を殺す。 その口のむちをもって国を撃ち、

в 正義はその腰の帯となり、 忠信はその身の帯となる。

\*おおかみは小羊と共にやどり、 ひょうは子やぎと共に伏し、

小さいわらべに導かれ、 子牛、若じし、肥えたる家畜は共にいて、

雌牛と熊とは食い物を共にし、

16

ろもろの国びとはこれに尋ね求め、その置かれる所に栄光があ □○その日、エッサイの根が立って、もろもろの民の旗となり、主を知る知識が地に満ちるからである。 乳離れの子は手をまむしの穴に入れる。 へ乳のみ子は毒蛇のほらに戯れ、たかな とくくび たかむ n 彼らはわが聖なる山のどこにおいても、 水が海をおおっているように、 そこなうことなく、やぶることがない。 ししは牛のようにわらを食い、 牛の子と熊の子と共に伏し、

こその日、主は再び手を伸べて、その民の残れる者をアッスリーをのけ、しゅうだがって、のでなるので、ものである。 および海沿いの国々からあがなわれる。ヤ、エジプト、パテロス、エチオピヤ、 こ三主は国々のために旗をあげて、 エラム、シナル、ハマテ

ニニエフライムのねたみはうせ、

ユダの散らされた者を地の四方から集められる。

イスラエルの追いやられた者を集め、

ユダを悩ます者は断たれ エフライムはユダをねたまず、

ユダはエフライムを悩ますことはない。 しかし彼らは西の方ペリシテびとの肩に

> 昔イスラエルがエジプトの国から その川を打って七つの川となし、川の上に手を振って熱い風を吹かせ、 相共に東の民をかすめ、。襲いかかり、 くつをぬらさないで渡らせられる。 その手をエドムおよびモアブに伸べ、 上ってきた時にあったようになる。 アッスリヤからの大路があり、 アンモンの人々をおのれに従わせる。 | 六その民の残れる者のために In 主はエジプトの海の舌をからし、

も

## 第一二章

その日あなたは言う、 = 見よ、神はわが救である。 わたしは信頼して恐れることはない。 その怒りはやんで、わたしを慰められたからです。 あなたは、さきにわたしにむかって怒られたが、 「主よ、わたしはあなたに感謝します。 主なる神はわが力、 わが歌であり、

= あなたがたは喜びをもって、 救の井戸から水をくむ。 あなたがたは言う、 わが救となられたからである」。 四その

わが勇士、

四間け、多くの民のような騒ぎ声が山々に聞える。

わが勝ち誇る者どもを招いた。

主に感謝せよ。

そのみ名を呼べ。

そのみ名のあがむべきことを語りつげよ。 そのみわざをもろもろの民の中につたえよ。

五主をほめうたえ。 これを全地に宣べ伝えよ。 主はそのみわざを、みごとになし遂げられたから。

メシオンに住む者よ、声をあげて、喜びうたえ。 イスラエルの聖者はあなたがたのうちで

大いなる者だから」。

#### 第一三章

アモツの子イザヤに示されたバビロンについ ニあなたがたは木のない山に旗を立て、 ての託宣。

聞<sup>き</sup> け、 これは万軍の主が もろもろの国民のざわめく声が聞える。 戦いのために軍勢を集められるのだ。 もろもろの国々、寄りつどえる

全地を滅ぼすために来るのだ。

滅びが全能者から来るからだ。 せそれゆえ、すべての手は弱り、

すべての人の心は溶け去る。

その顔は炎のようになる。
ないましょう
ないましょう ^ 彼らは恐れおののき、苦しみと悩みに捕えられ、 子を産まんとする女のようにもだえ苦しみ、

ヵ 見よ、 主の日が来る。

残忍で、 憤りと激しい怒りとをもってこの地を荒った。 いきじょう はっしいか その中から罪びとを断ち滅ぼすために来る。 太陽は出ても暗く、 この天の星とその星座とはその光を放たず、

ここぞれゆえ、万軍の主の憤りにより、 その激しい怒りの日に、 こ四彼らは追われた、かもしかのように、 あるいは集める者のない羊のようになって、 おのおの自に逃げて行く。 自分の国に逃げて行く。 「五すべて見いだされる者は刺され、 「本彼らのみどりごはその目の前で投げ砕かれ、 その家はかすめ奪われ、その妻はがされる。 こがねをも喜ばないメデアびとを起して、 がれる。 いえまる。 こがねをも喜ばないメデアびとを起して、 がれるの号は若い者を射殺し、

> 腹の実をあわれむことなく、 はなごとよれ、 カルデヤびとの誇である麗しいバビロンは、 カルデヤびとの誇である麗しいバビロンは、 神に滅ぼされたソドム、ゴモラのようになる。 神に滅ぼされたソドム、ゴモラのようになる。 でここにはながく住む者が絶え、 アラビヤびともそこに供む者が絶え、 アラビヤびともそこに供みつく者がなく、 でいたるまで住みつく者がなく、 でした、野の獣がそこに伏し、 ほえる獣がその家に満ち、 ほえる獣がその家に満ち、 ほえる獣がその家に満ち、 ほえる獣がその家に満ち、 をからいそこに住み、 たちょうがそこに住み、 たちょうがそこに住み、 をした。 もした。 ここにはながく住む者がぬえ、 でもいかない。 ここにはながく住む者がぬえ、 でした。 でした。 でした。 でした。 でした。 をからいたるまではみつく者がなく。 はたるとがない。 ここにはながく住む者がなく、 でした。 でいた。 でいた。

高ぶる者の誇をとどめ、その不義のために悪い者を罰し、その不ものほう。

こわたしはその悪のために世を罰し、

月はその光を輝かさない。

あらぶる者の高慢を低くする。

こわたしは人を精金よりも、

オフルのこがねよりも少なくする。

## 第一四章

れの地に置かれる。異邦人はこれに加わって、ヤコブの家に結っまはヤコブをあわれみ、イスラエルを再び選んで、これをおの「主はヤコブをあわれみ、イスラエルを再び選んで、これをおの

る。そしてイスラエルの家は、主の地で彼らを男女の奴隷とし、びつらなり、三もろもろの民は彼らを連れてその所に導いて来びつらなり、三もろもろの民は彼らを連れてその所に導いて来 げた者を治める。 

歌をとなえ、バビロンの王をののしって言う、シャ を除いて、安息をお与えになるとき、四あなたはこのあざけりののそ 「あの、 しえたげる者は全く絶えてしまった。

五主は悪い者のつえと、 おごる者は全く絶えてしまった。

ならは憤りをもってもろもろの民をかれるいまとの笏を折られた。

絶えず撃っては打ち、

t 全地はやすみを得、穏やかになり、 そのしえたげをとどめる者がなかった。 怒りをもってもろもろの国を治めても、

あなたのゆえに喜んで言う、 へいとすぎおよびレバノンの香柏でさえも ことごとく声をあげて歌う。

われわれを攻めることはない』。 もはや、きこりが上ってきて、 。あなたはすでに倒れたので、

> 地のもろもろの指導者たちの亡霊 九 あなたの来るのを迎え、 下の陰府はあなたのために動いて、

国々のもろもろの王を あなたのために起し、

その王座から立ちあがらせる。

『あなたもまたわれわれのように弱くなった、 こあなたの栄華とあなたの琴の音は あなたもわれわれと同じようになった』。 □の彼らは皆あなたに告げて言う、

陰府に落ちてしまった。

みみずはあなたをおおっている。 うじはあなたの下に敷かれ

三黎明の子、明けの明星よ、 あなたは天から落ちてしまった。

もろもろの国を倒した者よ、 あなたは切られて地に倒れてしまった。 三あなたはさきに心のうちに言った、

北の果なる集会の山に座し、わたしの王座を高く神の星の上におき、 雲のいただきにのぼり

『わたしは天にのぼり、

- 世界を荒野のようにし、その都市をこわし、『この人は地を震わせ、国々を動かし、 その子孫のためにほふり場を備えよ。 三 先祖のよこしまのゆえに、 彼らと共に葬られることはない。 捕えた者をその家に 「木あなたを見る者はつくづくあなたを見ず とこしえに名を呼ばれることのないように。 どうか、悪を行う者の子孫は 自分の民を殺したために、 このあなたは自分の国を滅ぼし、 踏みつけられる死体のように穴の石に下る。 つるぎで刺し殺された者でおおわれ 墓のそとに捨てられ、 尊いさまで、自分の墓に眠る。 解き帰さなかった者であるのか』。 あなたに目をとめて言う、 穴の奥底に入れられる。 Im しかしあなたは陰府に落され いと高き者のようになろう』。 「ハもろもろの国の王たちは皆 In しかしあなたは忌みきらわれる月足らぬ子のように

滅びのほうきをもって、これを払い除く、と万軍の主は言う」。

はるので、と万軍の主は言う」。 う。三つわたしはこれをはりねずみのすみかとし、水の池とし、 三万軍の主は言われる、「わたしは立って彼らを攻め、バビロン からその名と、残れる者、その子と孫とを断ち滅ぼす、と主は言からそのなり。 I四万軍の主は誓って言われる、 こうして彼が置いたくびきは これわたしはアッスリヤびとをわが地で打ち破り、 世界のおもてに町々をせかい だれがそれを引きもどすことができるのか。 その手を伸ばされるとき、 こも万軍の主が定められるとき、 これは国々の上に伸ばされた手である。 満たすことのないためである」。 これは彼らが起って地を取り、 だれがそれを取り消すことができるのか。 彼が負わせた重荷は わたしが定めたように必ず立つ。 これは全地について定められた計画である。 イスラエルびとの肩から離れる」。 イスラエルびとから離れ、 わが山々で彼を踏みにじる。 わたしが思ったように必ず成り、

#### 第 一五章

モアブについての託宣。

乏しい者は安らかに伏す。とほ 三0いと貧しい者は食を得、 この中に避け所を得る」と答えよ。 北から煙が来るからだ。 その民の苦しむ者は 三その国の使者たちになんと答えようか。 その隊列からは、ひとりも脱落する者はない」。 ペリシテの全地よ、恐れのあまり消えうせよ、 三門よ、泣きわめけ。町よ、叫べ。 あなたの残れる者を滅ぼす。 あなたの子孫を殺し、しかし、わたしはききんをもって その実は飛びかけるへびとなるからだ。 へびの根からまむしが出、 折られたことを喜んではならない。 ニホ 「ペリシテの全地よ、あなたを打ったむちが ニヘアハズ王の死んだ年にこの託宣があった、 主はシオンの基をおかれた、

草は枯れ、苗は消えて、青い物はない。メメー ーッ ドー ースリムの水はかわき、 ェわが心はモアブのために叫び呼ばわる。 四ヘシボンとエレアレとは叫び、 = 彼らはそのちまたで荒布をまとい、 ニデボンの娘は高き所にのぼって泣き、 そのたくわえた物とを携えて、柳の川をわたる。 せそれゆえ、彼らはその得た富と、 泣きながらルヒテの坂をのぼり、 その落人はゾアルおよび その魂はおののく。 それゆえ、モアブの兵士は声をあげ、 その声はヤハズまで聞える。 その屋根または広場で、みな泣き叫び、 そのひげをことごとくそった。 ホロナイムの道で滅びの叫びをあげる。 エグラテ・シリシャにのがれ おのおのその頭をかぶろにし、 モアブはネボとメデバの上で嘆き叫ぶ。 キルは一夜のうちに荒されて、 アルは一夜のうちに荒されて、 その叫びの声はモアブの境をめぐり モアブは滅びうせた。 モアブは滅びうせ、 涙に浸る。

しえたげる者がなくなり、滅ぼす者が絶え、彼らの避け所となって、滅ぼす者からのがれさせよ。

四モアブのさすらい人を、あなたのうちにやどらせ、

のがれて来た者をわたさず、

この地の残った者とに、ししを送る。モアブののがれた者と わたしはデボンの上にさらに災を加え、 またその嘆きの声はベエル・エリムにいたる。 その嘆きの声はエグライムにいたり、

#### 第一 一六章

真昼の中でも、あなたの陰を夜のようにし、 さすらい人を隠し、 三「相はかって、事を定めよ。 ニモアブの娘らはアルノンの渡しで、 小羊をシオンの娘の山に送り、 巣を追われたひなのようである。 さまよう鳥のように、 国のつかさに納めた。 - 彼らはセラから荒野の道によって

長はみなモアブのために泣き叫べ。 その枝を打ち落したからである。 国々のもろもろの主が、 荒野にまではびこり、\*\*\*の枝はさきにはヤゼルまでいたり、 シブマのぶどうの木とは、 ハヘシボンの畑と、 セそれゆえ、モアブは泣き叫べ、 その自慢は偽りである。 そのつるは広がって海を越えた。 キルハレセテの干ぶどうのために嘆け。 全く撃ちのめされて、 しぼみ衰えた。

в 一つの玉座がいつくしみによって堅く立てられ ダビデの幕屋にあって、 踏みにじる者が地から断たれたとき、

われわれはその誇と、高ぶりと、その高ぶることは、はなはだしい。

\*われわれはモアブの高ぶりのことを聞いた、

そのおごりとのことを聞いた、

第一七章

琴のように鳴りひびく。 ヵそれゆえ、 わが心はキルハレスのために、 こそれゆえ、わが魂はモアブのために、 ぶどうの収穫を喜ぶ声はやんだ。 酒ぶねを踏んで酒を絞る者なく、 喜び呼ばわることなく、 ぶどう畑には歌うことなく、 □○ 喜びと楽しみとは土肥えた畑から取り去られ あなたの収穫の上にふりかかってきたからである。 ときの声が、あなたの果実と、 わたしは涙をもってあなたを浸す。 ヘシボンよ、エレアレよ シブマのぶどうの木のために泣く。 わたしはヤゼルと共に、

きて祈っても、効果はない。 三モアブが高き所に出て、おのれを疲れさせ、またその聖所に

四しかし今、主は語って言われる、「モアブの栄えはその大いない。 はずかしめを受け、残れる者はまことに少なく、「力がない」。 ここれは主がさきにモアブについて語られたみ言葉である。

> ダマスコについての託宣 家畜の群れの住む所となって、伏しやすむがからく、は、するところに捨てられ、こその町々はとこしえに捨てられ、 これを脅かす者はない。 見よ、ダマスコは町の姿を失って、 荒塚となる。

ダマスコの主権はやみ、 = エフライムのとりではすたり、 栄光のように消えうせると スリヤの残れる者は、イスラエルの子らの

四その日、 万軍の主は言われる。

レパイムの谷で穂を拾い集めたあとのようになる。かいなをもって穂を刈り取ったあとのように、ぁあたかも刈入れ人がまだ刈らない麦を集め、ぁ その肥えたる肉はやせ、 ヤコブの栄えは衰え、

みのり多き木の枝に残すように、あるいは四つ五つを 二つ三つの実をこずえに残し、 ^ オリブの木を打つとき、 とり残されるものがあると

て去られたヒビびとおよびアモリびとの荒れ跡のように荒れ地の指が造ったアシラ像と香のおである祭壇を仰ぎのぞまず、おの目をとめ、<おのれの手のわざである祭壇を仰ぎのぞまず、おの目をとめ、<おのれの手のわざである祭壇を仰ぎのぞまず、おの日が進ったアシラ像と香のおばん。 まった かん まんしょう かん はんご ままま むかし て スラエルの神、主は言われる。

こ その植えた日にこれを成 長させ、 自分の避け所なる岩を心にとめなかったからだ。 自分の避け所なる岩を心にとめなかったからだ。 実なる神の切り枝をさし、 いまな、まなたがたは美しい植 物を植え、

毎のなりごよりくようこ、皮っまなりごよりく。 ここああ、多くの民はなりどよめく、この収穫は悲しみと、いやしがたい苦しみの日にとび去る。 ちょうかく かな といいいい おしみの日にとび去る の収穫は悲しみと、いやしがたい苦しみの日にとび去そのまいた朝にこれを花咲かせても、

> かれわれを奪う者の引くべきくじである。 というとは、見よ、恐れがある。 まだ褒の明けないうちに彼らはうせた。 まだ夜の明けないうちに彼らはうせた。 まだ夜の明けないうちに彼らはうせた。 まれがある。

#### 第一八章

#### 第

九 章

エジプトのもろもろの偶像は、み前に震えおののき、見よ、主は速い雲に乗って、エジプトに来られる。メジプトについての託宣。

> 巫子および魔法使に尋ね求める。 ならは偶像および魔術師、 ならは偶像および魔術師、 かれ くうぞう まじゅうし かれ そうぞう まじゅうし わたしはその計りごとを破る。

彼らのうちにうせて、むなしくなる。

三エジプトびとの魂は、

四わたしはエジプトびとをきびしい主人の手に渡す、

彼らはおのおのその兄弟に敵して戦に

エジプトびとに逆らわせる。

こわたしはエジプトびとを奮いたたせて、

エジプトびとの心は彼らのうちに溶け去る。

万軍の主がエジプトについて定められたことをばえぐんしょ。というでは、このではないのでは、からをして、 白布を織る者は恥じる。
カ・練った麻で物を造る者と、
カ・練った麻で物を造る者と、 すべてその行うことに迷わせ 彼らはエジプトをして、 かえってエジプトを迷わせた。 エジプトのもろもろの部族の隅の石たる彼らは、 メンピスの君たちは欺かれ あなたに告げ知らしめよ。 三あなたの賢い者はどこにおるか。 言うことができようか。 あなたがたはどうしてパロにむかって パロの賢い議官らは愚かな計りごとをなす。 すべて雇われて働く者は嘆き悲しむ。 10国の柱たる者は砕かれ、 ニゾアンの君たちは全く愚かであり、 三ゾアンの君たちは愚かとなり、 「わたしは賢い者の子、いにしえの王の子です」と 主は曲った心を彼らのうちに混ぜられた。

> あたかも酔った人の物吐くときに よろめくようにさせた。

Im エジプトに対しては、 頭あるいは尾、

しゅろの枝あるいは葦が

共になしうるわざはない。

られた計りごとのゆえに恐れる。 エジプトびとはみな、万軍の主がエジプトびとにむかって定めエジプトびとに恐れられ、ユダについて語り告げることを聞く これその日、エジプトびとは女のようになり、万軍の主の彼らのなった。 ないかい ないかい かんしゅ かれ 上に振り動かされるみ手の前に恐れおののく。「モユダの地は、

In その日、エジプトの国の中に主をまつる一つの祭壇があり、 ととなえられる。

もって主に仕え、主に誓願をたててこれを果す。三主はエジプられる。その日、エジプトびとは主を知り、犠牲と供え物とを ゆえ彼らは主に帰る。主は彼らの願いをいれて、彼らをいやさりを撃たれる。主はこれを撃たれるが、またいやされる。それ らを守り助けられる。三主はご自分をエジプトびとに知らせ 者のゆえに、主に叫び求めるとき、主は救う者をつかわして、彼れののできる。 で万軍の主に、しるしとなり、あかしとなる。彼らがしえたげる その境に主をまつる一つの柱がある。ここれはエジプトの国にない。

こ。その日、エジプトからアッスリヤに通う大路があって、アッニュ その日、エジプトからアッスリヤに通う大路があって、アッニュ その日、エジプトに、エジプトとアッスリヤと共に三つ相並び、全地のうちで祝福をうけるものとなる。 言 万軍の主は、こび、全地のうちで祝福をうけるものとなる。 言 万軍の主は、こび、全地のうちで祝福をうけるものとなる。 言 万軍の主は、こび、全地のうちで祝福をうけるものとなる。 言 万軍の主は、こび、全地のうちで祝福をうけるものとなる。 言 万軍の主は、ことと、といる。 これが手のわざなるアッスリヤに通う大路があって、アット、わが手のわざなるアッスリヤに通う大路があって、アット、わが手の日、エジプトからアッスリヤに通う大路があって、アット、わが手の日、エジプトからアッスリヤに通う大路があって、アット、

#### 第二〇章

きょうか』と。」
きょうか』と。」
きょうか』と。」
をようか』と。「大きなの母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「その母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「その母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。「その母には、この海べに住む民は言う、『見恐れ、かつ恥じる。」

### 第二一章

ヵ見よ、馬に乗って二列に並んだ者がここに来ます」。 みょうま の れっ なら もの もの をめていると、 夜もすがらわが見張所に立っていると、 らくだに乗った者とを彼が見るならば、

・ 馬に乗って二列に並んだ者と、ろばに乗った者と、 耳を傾けてつまびらかに聞かせよ」。 じゅうたんを敷いて食い飲みする。 五彼らは食卓を設け、 変っておののきとなった。 かたしのあこがれたたそがれは 地に伏した」。 その神々の像はことごとく打ち砕かれて 彼は答えて言った、 へその時、見張びとは呼ばわって言った、 その見るところを告げさせよ。 「行って、見張びとをおき、 \* 主はわたしにこう言われた、 もろもろの君よ、立って、盾に油をぬれ。 わななき恐れること、はなはだしく、 「倒れた、バビロンは倒れた、 「主よ、わたしがひねもすやぐらに立ち、 10ああ、 踏みにじられたわが民、 わが打ち場の子よ、

四わが心はみだれ惑い、

にケダルのすべての栄華はつきはてる。」セケダルの子らの - <主はわたしにこう言われた、「雇人の年期のように一年以内 ニドマについての託宣。 ミアラビヤについての託宣。 水を携えて、かわいた者を迎え、 パンをもって、逃げのがれた者を迎えよ。 逃げてきたからである。 張った弓を避け、また激しい戦いを避けて、 Im テマの地に住む民よ、 あなたがたはアラビヤの林にやどる。 デダンびとの隊商よ、 もしあなたがたが聞こうと思うならば聞きなさい、 夜回りよ、今は夜のなんどきですか」。 セイルからわたしに呼ばわる者がある、 In 彼らはつるぎを避け、抜いたつるぎを避け、 また来なさい」。 三夜回りは言う、 「夜回りよ、今は夜のなんどきですか、いま」よる あなたがたに告げる。 わたしが聞いたところのものを イスラエルの神、万軍の主から - 朝がきます、夜もまたきます。

わたしを慰めようと努めてはならない」。

主は幻の谷に

わが民の娘の滅びのために、わたしはいたく泣き悲しむ。

語られたのである。
勇士で、射手の残る者は少ない」。これはイスラエルの神、主が明立で、射手の残る者は少ない」。

### 第二二章

知の谷についての託宣。
対の谷についての託宣。

あなたがたはなぜ、みな屋根にのぼったのか。

「はいうではなが、ない。
をおうでではなが、ではなど、
あなたのうちの殺されたのではなく、
また戦いに倒れたのではなく、
また戦いに倒れたのでもない。
また戦いに倒れたのでもない。
また戦いに倒れたのでもない。
また戦いに倒れたのでもない。
また戦いに倒れたのでもない。
また戦いに倒れたのでもない。
また戦いに倒れたのでもない。
などが、後されたのかさたちは皆共にのがれて行ったが、
のなったが、といる。
ないの谷についての託宣。

四それゆえ、わたしは言った、

わたしを顧みてくれるな、

から計画された者を顧みなかった。 はダビデの町の破れの多いのを見、下の池の水を集め、「〇エルはダビデの町の破れの多いのを見、下の池の水をひいた。しかの貯水池を二つの事をなされた者を仰ぎ望まず、この事を昔しあなたがたはこの事をなされた者を仰ぎ望まず、この事を昔から計画された者を顧みなかった。

「まことに、この不義はあなたがたが死ぬまで、「四万軍の主はみずからわたしの耳に示された、

万軍の神、主は言われる。

ばんぐん かみ しゅ い
ゆるされることはない」と

ば開く者はない。ニョ りこうまな…ほうきのかぎを彼の肩に置く。彼が開けば閉じる者なく、彼が閉じれのかぎを彼の肩に置く。彼が開けば閉じる者なく、彼が閉じれのかぎを彼の肩に置くさせる。ニョ れたしはまたダビデの家 に墓を掘ったのですか。あなたは高い所に墓を掘り、岩をう係わりがありますか。あなたはだれの縁故でここに自分のための執事セブナに行って言いなさい、「ボ『あなたはここになんのいっぱっぱ 主人の家の恥となる者よ、あなたはそこで死に、あなたの華麗ない。 がって自分のためにすみかを造った。「も強い人よ、見よ、主は をしめさせ、あなたの権力を彼の手にゆだねる。彼はエルサレ ヤの子エリアキムを呼んで、三.あなたの衣を着せ、あなたの帯地位から引きおろす。こっその日、わたしは、わがしもベヒルキ ぐるぐるまわして、まりのように広々した地に投げられる。 | 五万軍の神、主はこう言われる、「さあ、王の家をつかさどるこば ( ) なる しゅ にする。 あなたを激しくなげ倒される。主はあなたを堅くつかまえ、「^ ムの民とユダの家との父となる。 III わたしはまたダビデの家 すべての重さは彼の上にかかる。すなわちその子、 すべての小さい器、鉢からすべてのびんにいたるまでみな、 その孫お 父の家

もまた取り去られる」と主は語られた。打ったくぎは抜け、切られて落ちる。その上にかかっている荷彼の上にかかる』」。三番万軍の主は言われる、「その日、堅い所に彼の上にかかる』」。三番万軍の主は言われる、「その日、堅い所に

### 第二三章

ツロ ニ海べに住む民よ、 この事はクプロの地から彼らに告げる。 四シドンよ、 ナイル川の収 ョツロの収入はシホルの穀物、 大いなる水の上にあった。 あなたがたの使者は海を渡り、 船泊まりする港もないからだ。ツロは荒れすたれて、家なく、 ツロはもろもろの国びとの商人であった。 シドンの商人よ、もだせ、 タルシシのもろもろの船よ、 についての託宣。 恥じよ、 穫であった。 泣き叫 知らせられる。

海は言った、

海の城は言う、

わたしは若い男子を養わず、

わたしは苦しまず、また産まなか

つ

はこれがその起源も古い町、 自分の足で移り、遠くにまで移住した町、 あなたがたの喜び誇る町なのか。 ハツロにむかってこれを定めたのはだれか。 ツロは冠を授けた町、 であった。 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 をの貿易業者は地の尊い人々であった。 はでくれての尊い者をはずかしめるために これを定められたのだ。 これを定められたのが地にあふれよ。 もはや束縛するものはない。 こはでと、またの手を海の上に伸べて をとと、またの手を海の上に伸べて をとと、またのようによった。 もはや束縛するものはない。 こはでと、またの手を海の上に伸べて でとと、またのようにおのが地にあふれよ。 もはや東縛するものはない。 こはでと、またの手を海の上に伸べて でとなる。 またのようにおのが地にあかれた。

> の宮殿をこわして荒塚とした。 「しえたげられた処女シドンの娘よ、 ここカルデヤびとの国を見よ、アッスリヤではなく、この民がツをこでもあなたは安息を得ることはない。 をこでもあなたは安息を得ることはない。 なって、クプロに渡れ、 かった。 ひまっかくに みんそく かれ かいまって、 クプロに渡れ、 まることはない。 の ひまって、 クプロに渡れ、 まることはない。 の ひまって、 クプロに渡れ、 まることはない。 の ひまって、 クプロに渡れ、 まることはない。 の の はまって、 クプロに渡れ、 まることはない。 の の はまって、 クプロに渡れ、 まることはない。

海べに住む民よ、泣き叫べ。

<sup>ス</sup>タルシシに渡れ、

彼らはツロについての報道によって、まっての報道がエジプトに達するとき、

いたく苦しむ。

また処女を育てなかった」。

間忘れられ、七十年終って後、ツロは遊女の歌のようになる、『まその日、ツロはひとりの王のながらえる日と同じく七十年の『まその日、ツロはひとりでは荒れすたれたから。『ロタルシシのもろもろの船よ、泣き叫べ、

琴を執って町を経めぐり、「「忘れられた遊女よ、「忘れられた遊女よ、」「「おっち」」

人に思い出されよ」。

「これ」は、
ないである。

「これ」は、
ないである。

「これ」は、
ないである。

「これ」は、
ないでする。

「これ」は、
ないできる。

「これ」は、
ないできる。
「これ」は、
ないできる。
「これ」は、
ないできる。
「これ」は、
ないできる。
「これ」は、
ないできる。
「これ」は、
ないできる。
はいできる。
これ、
ないできる。
これ、
ないできる。
こ

#### 第二四章

-見<sup>み</sup> よ、

主はこの地をむなしくし、

これを荒れすたれさせ、これをくつがえして、その民を散らされる。
こそして、その民も祭司もひとしく、
しもべも主人もひとしく、
はしためも主婦もひとしく、
はしためも主婦もひとしく、
質う者も売る者もひとしく、
質う者も売る者もひとしく、
でん もの言葉を告げられたからである。
主地は全くむなしくされ、全くかすめられる。
主がこの言葉を告げられたからである。
世はしおれ、衰え、
でん もとまにしおれはてる。
本地はその住む民の下に汚された。
これは彼らが律法にそむき、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。
そこに住む者はその罪に苦しみ、
へそれゆえ、のろいは地をのみつくし、
本されゆえ、のろいは地をのみつくし、
なった。
なった。
なった。
なった。
これな変別を破ったからだ。

また地の民は焼かれて、わずかの者が残される。また地の民は焼かれて、わずかの者が残される。なが、ないの楽しい者もみな嘆く。 こうま をいる には静まり、 ないの楽しい者もみな嘆く。 され 彼らはもはやみ、 され 彼らはもはや歌をうたって酒を飲まず、 ならはもはや歌をうたって酒を飲まず、 ならはもはや歌をうたって酒を飲まず、 で、 はいることができない。 すべての家は閉ざされて、はいることができない。 すべての喜びは暗くなり、

生の感光のゆえに、西から喜び呼ばわる。 生物の楽しみは追いやられた。 こ 町には荒れすたれた所のみ残り、 こ 地のうちで、もろもろの民のなかで残るものは、オリブの木の打たれた後の実のように、ぶどうの収穫の終った後にその採り残りを集めるときのようになる。 集めるときのようになる。 ながれるときのようになる。 まかるときのようになる。 ながりは声をあげて喜び歌う。

東で主をあがめ、

五それゆえ、

天の窓は開け、地の基が震い動くからである。 まれと、落し穴と、わなとはあなたの上にある。 落し穴から出る者はわなに捕えられる。 まれ した で まの かれる者は落し穴に陥り、 まと まな で まの かれる者は落し穴に陥り、 まと まな で まの から出る者はわなに捕えられる。 こも地に住む者よ、

三 彼らは囚人が土ろうの中に 地の上で、地のもろもろの王を罰せられる。 ・ その日、主は天において、天の軍勢を罰し、 ・ こで、地のもろもろの王を罰せられる。 かれ しゅうじん っょ まっ まっ まっ まっし、 っょ かれ しゅうじん っょ なかれ ことはない。

> 集められるように集められて、 なま。 ひを 体で のも、 はられる。 多くの日を経て後、罰せられる。 を こうして万軍の主がシオンの山 はなぐん。 ここうして万軍の主がシオンの山 はなぐん。 こがシオンの山 はなぐん。 こがシオンの山 なよびエルサレムで統べ治め、 かつその長 老たちの前に かつその長 老たちの前に その栄光をあらわされるので、 できまった。 またいのは、 1000 で、 1000

#### 第二五章

を喜び楽しもう」と。

○ 主の手はこの山にとどまり、モアブは肥だめの中に踏まれる。 \*\*\*

こうして足で踏まれ

したちは彼を待ち望んだ。彼はわたしたちを救われる。これはれその日、人は言う、「見よ、これはわれわれの神である。わた

わたしたちは彼を待ち望んだ。わたしたちはその救い。

をしい者の悩みのときのとりでとなり、 をさける陰となられた。 動うぶる者の及ぼす害は、 あらぶる者の及ぼす害は、 おかわいた地の熱さのようだからである。 あなたは外国人の いっとうだからである。

実が陰をもって熱をとどめるように

「はなべん」というで、すべての民のかぶっている顔おおいと、すべての国のおおっているおおい物とを破られる。ハ主はとこしえに死を滅ぼし、主ているおおい物とを破られる。ハ主はとこしえに死を滅ぼし、主なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔から涙をぬぐい、その民のはずかしめを全なる神はすべての顔かられる。

りにかえされる。
こその石がきの高い城郭を主は傾け倒し、地に投げうって、ち泳ぐ物が泳ごうとして手を伸ばすように、その手を伸ばす。しかし主はその高ぶりを、その手の巧みなわざと共に低くされる。かしままで、その手を伸ばす。しからのように、おのれの所で踏みにじられる。こ 彼はその中でわらのように、おのれの所で踏みにじられる。こ 彼はその中で

## 第二六章

一その日ユダの国で、この歌をうたう、「われわれは堅固な町をもつ。」」。 すくい この ここの でとされる。 こ 門を開いて、信仰を守る正しい国民を入れよ。 こ 門を開いて、信仰を守る正しい国民を入れよ。 こころざしの堅固なものを守られる。 ははあなたは全時代でともって こころざしの堅固なものを守られる。 かな は また こしえの 当だからである。 世なる神はとこしえの岩だからである。 コーン は こしまに 信頼せよ、 これを伏させ、これを地に伏させて、 これを伏させ、これを地に伏させて、 これを水される。

へ主よ、あなたがさばきをなさる道で、われわれはあなたを待ち望む。われわれれはあなたを待ち望む。かなたの記念の名である。たれわが現はであなたを悪は、せつにあなたを求める。わがうちなる霊は、せつにあなたを求める。あなたのさばきが地に行われるとき、ましき者は恵まれても、なお正義を学ばず、正しい地にあっても不義を行い、この威光を仰ぐことをしない。ここ主よ、あなたのみ手が高くあがるけれども、たいの成光を仰ぐことをしない。というか、あなたのみ手が高くあがるけれども、ならに見させて、大いに恥じさせ、少をもってあなたの敵を焼き滅ぼしてください。少をもってあなたの敵を焼き滅ぼしてください。少さい、あなたはわれわれのためにたいた。あなたはわれわれのためにたいた。

おれわれのすべてのわざをなし遂げられた。 おなた以外のもろもろの主がわれわれを治めた。 あなたの名のみをあがめる。 一型 死んだ者はまた生きない。 一型 死んだ者はまた生きない。 一型 死んだ者はまた生きない。 一型 死んだ者はまた生きない。 一型 死んだ者はまた生きない。 一型 死んだ者はまた生きない。 一型 死んだ者はまたはこの国民を増し加えられた。 おなたはこの国民を増し加えられた。 あなたはこの国民を増し加えられた。 あなたは近の境を四方に広げられた。 あなたは地の境を四方に広げられた。 まま、、彼らは悩みのとき、あなたに求めた。

あなたは正しい者の道をなめらかにされる。
セ正しい者の道は平らである。

きしい者はその上を歩む」。

しかしわれわれの産んだものは風にすぎなかった。 ↑ われわれは、はらみ、苦しんだ。われわれはあなたのゆえに、そのようであった。

その痛みによって叫ぶように、

こも主よ、はらめる女の産むときが近づいて苦しみ、

彼らがあなたの懲しめにあったとき、

祈をささげた。

われわれは救を地に施すこともせず、 また世に住む者を滅ぼすこともしなかった。 また世に住む者を滅ぼすこともしなかった。 ちりに伏す者よ、さめて喜びうたえ。 ちりに伏す者よ、さめて喜びうたえ。 それを亡霊の国の上に降らされるからである。 それを亡霊の国の上に降らされるからである。 このさあ、わが民よ、あなたのへやにはいり、 あなたのうしろの戸を閉じて、 (質りの過ぎ去るまで、しばらく隠れよ。 生まれるからである。 三 見よ、主はそのおられる所を出て、 地に住む者の不義を罰せられる。 地に住む者の不義を罰せられる。 地に住む者の不義を罰せられる。

第二七章

三主なるわたしはこれを守り、 「麗しきぶどう畑よ、このことを歌え。」こその日 \*\*\*

四わたしは憤らない。 夜も昼も守って、そこなう者のないようにする。夜も昼も守って、そこなう者のないようにする。常に、徐をそそぎ、

いばら、おどろがわたしと戦うなら、『オ大しに惟らなり

皆もろともに焼きつくす。わたしは進んでこれを攻め、

わたしと和らぎをなせ、 をれを望まないなら、わたしの保護にたよって、

わたしと和らぎをなせ」。

イスラエルは芽を出して花咲き、、後になれば、ヤコブは根をはり、

その実を全世界に満たす。

せ主は彼らを撃った者を撃たれたように

彼らは殺されたか。
ないは彼らを殺した者が殺されたように彼らを撃たれたか。

これこよつて、あがなわれるヵそれゆえ、ヤコブの不義は彼らを移しやられた

これによって結ぶ実は彼の罪を除く。これによって、あがなわれる。

エフライムの酔いどれの誇る冠と、
は、かんむり

彼らをあわれまれない。 これは無知の民だからである。 子牛はそこに草を食い、 それゆえ、 女が来てそれを燃やす。 そこに伏して、その木の枝を裸にする。 捨て去られたすまいは荒野のようだ。 - ○ 堅固な町は荒れてさびしく、 アシラ像と香の祭壇とを再び建てないことである。 砕けた白堊のようにし すなわち彼が祭壇のすべての石を こその枝が枯れると、折り取られ、 彼らを造られた主は

三イスラエルの人々よ、その日、主はユフラテ川からエジプト彼らを形造られた主は、彼らを恵まれない。 やられた者とがきて、エルサレムの聖山で主を拝む。 栄えの冠となり、麗しい冠となられる。 \*\*\* かんむり

酒のゆえに心みだれ、 祭司と預言者とは濃き酒のゆえによろめき

- 見よ、主はひとりの力ある強い者を持っておられる。 これはひょうをまじえた暴風のように、 しぼみゆく花の美しい飾りは、わざわいだ。 酒におぼれた者の肥えた谷のかしらにある。

それを激しく地に投げうつ。

ミエフライムの酔いどれの誇る冠は

足で踏みにじられる。

夏前に熟した初なりのいちじくのようだ。らればいかく花の美しい飾りは、しぼみゆく花の美しい飾りは、 四肥えた谷のかしらにある

■その日、万軍の主はその民の残った者のために、 人がこれを見ると、取るやいなや、食べてしまう。

ヵ「彼はだれに知識を教えようとするのか。 <すべての食 卓は吐いた物で満ち、清い所はない。 これが休息だ」と。 乳をやめ、乳ぶさを離れた者にするのだろうかいます。 これは彼らが行って、うしろに倒れ、 ここにも少し、そこにも少しとなる。 規則に規則、 教訓に教訓、 疲れた者に安息を与えよ。 異国の舌とをもってこの民に語られる。 ここにも少し、そこにも少し教えるのだ」。 規則に規則、規則に規則。 だれにおとずれを説きあかそうとするのか しかし彼らは聞こうとはしなかった。 「これが安息だ、 一つそれは教訓に教訓、 ここそれゆえ、主の言葉は彼らに、 三主はさきに彼らに言われた、 むしろ主は異国のくちびると、 わなにかけられ、捕えられるためである。 規則に規則、 教訓に教訓、 教訓に教訓、

> あざける人々よ、主の言葉を聞け。
> ローのそれゆえ、エルサレムにあるこの民を治める これは試みを経た石、 われわれはうそを避け所となし、 それはわれわれに来ない。 正義を、下げ振りとする。 堅くすえた尊い隅の石である。 陰府と協定を結んだ。 エモ わたしは公平を、測りなわとし、 偽りをもって身をかくしたからである」。 みなぎりあふれる災の過ぎる時にも、 見よ、わたしはシオンに - ^ それゆえ、主なる神はこう言われる. 『信ずる者はあわてることはない』。 われわれは死と契約をなし、 ы あなたがたは言った、 つの石をすえて基とした。

彼らは幻を見るときに誤り、

さばきを行うときにつまづく。

みなぎりあふれる災の過ぎるとき、陰府と結んだ協定は行われない。というないでは、その時のなたがたが死とたてた契約は取り消され、その時のなたがたが死とたてた契約は取り消され、

それは朝な朝な過ぎ、 「n それが過ぎるごとに、あなたがたを捕える。 あなたがたはこれによって打ち倒される。

昼も夜も過ぎるからだ。

このおとずれを聞きわきまえることは 全くの恐れである。

三主はペラジム山で立たれたように立ちあがり、

その行いをなされる。

またそのわざをなされる。

そのわざは異なったものである。

さもないと、 三それゆえ、あなたがたはあざけってはならない。 あなたがたのなわめは、きびしくなる。

全地の上に臨む滅びの宣言を聞いたからである。がたち、これではなができます。それがあったしは主なる万軍の神から

心してわが言葉を聞くがよい。 

かける夜具が狭くて ギベオンの谷で憤られたように憤られて、 その行いは類のないものである。 身をおおうことができないからだ。 この床が短くて身を伸べることができず、

三人はパン用の麦を打つとき砕くだろうか クミンを打つにはさおを用いる。 馬をもってその上に車輪を引かせるとき、 それが砕けるまでいつまでも打つことをしない。

その計りごとは驚くべく、 その知恵はすぐれている。 これもまた万軍の主から出ることである。 それを砕くことをしない。

彼は絶えずその地をひらき、 三重地のおもてを平らにしたならば まぐわをもって土をならすだろうか。

スペルト麦をその境に植えないだろうか。 小麦をうねに植え、大麦を定めた所に植え、 いのんどをまき、クミンをまき、

彼を導き教えられるからである。 ニュ これは彼の神が正しく、 いのんどを打つには棒を用い、クミンはその上に車輪をころがさない。 ニート いのんどは麦こき板でこかない、

### 第二九章

ああ、

アリエルよ、アリエ

ールよ、

墨を築いてあなたを攻める。やぐらをもってあなたを囲み、 \*\*すなわち万軍の主は雷、地震、また、にわかに、またたくまに、 吹き去られるもみがらのようになる。あらぶる者の群れは **ェしかしあなたのあだの群れは** 低いちりの中から言葉を出す。 こその時わたしはアリエルを悩ます。 細かなちりのようになり、 あなたの言葉はちりの中から、さえずるようである。 あなたの声は亡霊の声のように地から出 アリエルのようなものとなる。 そこには悲しみと嘆きとがあって 年に年を加え、祭をめぐりこさせよ。 ダビデが営をかまえた町よ、 つむじ風、 暴風および焼きつくす火の炎をもってほうふうや またたくまに、この事がある。 大いなる叫び、

> こそれゆえ、このすべての幻は、あなたがたには封じた書物の さめると、疲れてそのかわきがとまらないように、あるいは、かわいた者が飲むことを夢みても、 すなわちアリエルとその城を攻めて戦い、 あなたがたは酔っていよ、しかし酒のゆえではない、 目がくらんで盲となれ。 n あなたがたは知覚を失って気が遠くなれ そのようになる。 シオンの山を攻めて戦う国々の群れも さめると、その飢えがいえないように、 Λ 飢えた者が食べることを夢みても、 これを悩ます者はみな せそしてアリエルを攻めて戦う国々の群れ、 臨まれる。 あなたがたの頭である先見者を よろめけ、しかし濃き酒のゆえではない。 夢のように、夜の幻のようになる。 おおわれたからである。 あなたがたの目である預言者を閉じこめ、 □○主が深い眠りの霊をあなたがたの上にそそぎ、

言葉のようになり、人々はこれを読むことのできる者にわたし

て、「これを読んでください」と言えば、「これは封じてあるから

「読むことはできない」と彼は言う。のできない者にわたして、「これを読んでください」と言えば、読むことができない」と彼は言う。三またその書物を読むこと

それは不思議な驚くべきわざである。

造られた物はそれを造った者について、陽器師は粘土と同じものに思われるだろうか。「木あなたがたは転倒して考えている。だれがわれわれのことを知るか」と言う。「だれがわれわれを見るか、

できる。 ではおいように ではいまがない」と言うことができようか。 「彼は知恵がない」と言うことができようか。 「彼は知恵がない」と言うことができようか。 ではは知恵がない」と言うことができようか。 ではは知恵がない」と言うことができようか。 ではは知恵がない」と言うことができようか。

「九柔和な者は主によって新たなる喜びを得、 目しいの目はその暗やみから、見ることができる。 「八その日、耳しいは書物の言葉を聞き、 思われる時が来るではないか。

ています。これによって楽しみを得る。人のなかの貧しい者は、たって楽しみを得る。

aく おこな あざける者はうせ、 こ○ あらぶる者は絶え、

三 彼らは言葉によって人を罪に定め、ことごとく断ち滅ぼされるからである。悪を行おうと、おりをうかがう者は、悪を行おうと、おりをうかがう者は、

その顔は、もはや色を失うことはない。「ヤコブは、もはやはずかしめを受けず、

彼らはわが名を聖とし、 イスラエルの神を恐れる。 ヤコブの聖者を聖として、

第三〇章

つぶやく者も教をうける」。

IM 心のあやまれる者も、悟りを得、

彼らは計りごとを行うけれども、 - 主は言われる、 「そむける子らはわざわいだ、

ニ彼らはわが言葉を求めず、 エジプトへ下っていって、パロの保護にたより、

エジプトの陰に隠れようとする。

かえってあなたがたの恥となり、 こそれゆえ、パロの保護は エジプトの陰に隠れることは

> 四たとい、彼の君たちがゾアンにあり、 あなたがたのはずかしめとなる。

н 彼らは皆おのれを益することのできない民により、 欲の使者をちがハネスに来ても、 ない しょ\*\*

かえって恥となり、はずかしめとなる民によって、すなわち助けとならず、益とならず、

恥をかくからである」。

彼らはその富を若いろばの背に負わせ、^ネゲブの獣についての託宣。

雌じし、雄じし、まむしおよび飛びかけるへびの出る。 その宝をらくだの背に負わせて、

悩みと苦しみの国を通って、

セそのエジプトの助けは無益であって、むなしい。 おのれを益することのできない民に行く。

それゆえ、わたしはこれを

「休んでいるラハブ」と呼んだ。

書物に載せ、^^ いま行って、これを彼らの前で札にしるし、^^ いま行って、これを彼らの前で札にしるし、

れ彼らはそむける民、偽りを言う子ら、 った。 後の世に伝えて、とこしえにあかしとせよ。

主の教を聞こうとしない子らだ。

|〇彼らは先見者にむかって「見るな」と言い、

見いだされない」。 池から水をくめるほどの、ひとかけらさえその砕けのなかには、炉から火を取り、 破れのようであって、突き出て、くずれ落ちようとする高い石がきの その倒壊はにわかに、またたくまに来る。 これにたよるがゆえに、 穏やかにして信頼しているならば力を得る」。 落ち着いているならば救われ | 東主なる神、イスラエルの聖者はこう言われた、 惜しむことなく打ち砕き、 回その破れることは陶器師の器を破るように IIIこの不義はあなたがたには こ 大路を去り、小路をはなれ、 「正しい事をわれわれに預言するな、 しえたげと、よこしまとを頼み、 イスラエルの聖者について語り聞かすな」と言う。 三それゆえ、イスラエルの聖者はこう言われる、 あなたがたは立ち返って、 <sup>・</sup>あなたがたはこの言葉を侮り、

預言者にむかっては

恵みを施される。主がそれを聞かれるとき、直ちに答えられる。 ことはない。主はあなたの呼ばわる声に応じて、必ずあなたに 「カシオンにおり、エルサレムに住む民よ、あなたはもはや泣く れても、あなたの師は再び隠れることはなく、あなたの目はあな このたとい主はあなたがたに悩みのパンと苦しみの水を与えらい。 丘の上にある旗ざおのようになる。
山の頂にある旗ざおのように、
いただきがいった。
その残る者はわずかに
その残る者はわずかに すべて主を待ち望む者はさいわいである。主は公平の神でいらせられる。 あなたがたに恵を施される。 それゆえ、主は立ちあがって、 それゆえ、あなたがたを追う者は速い。 それゆえ、あなたがたはとんで帰る。また言った、 あなたがたをあわれまれる。 「否、われわれは馬に乗って、とんで行こう」と。 しかし、あなたがたはこの事を好まなかった。 - ^ それゆえ、主は待っていて、 |もひとりの威嚇によって千人は逃げ、 l < かえって、あなたがたは言った われらは速い馬に乗ろう」と。

また惑わす手綱を

滅びのふるいをもってもろもろの国をふるい、流れのようであって、

三、その息はあふれて首にまで達する

その舌は焼きつくす火のごとく

傷を包み、その打たれた傷をいやされる日には、月の光は日の光ばす。これでの高い丘に水の流れる川がある。これさらに主がその民のなる虐殺の日、やぐらの倒れる時、すべてのそびえたつ山と、すなる虐殺の日、やぐらの倒れる時、すべてのそびえたつ山と、す ベルと、くまででより分けて塩を加えた飼料を食べる。ニュ大いの家畜は広い牧場で草を食べ、ニュ地を耕す牛と、ろばは、シャからく。このたまでは、シャからく。このたまでは、シャカの豊かである。その日あなたださる。 それはおびただしく、かつ豊かである。その日あなた と、こがねを張った鋳た像とを汚し、これをきたない物のようにと、こがねを張った鋳た像とを汚し、これをきたない物のように聞く。 == その時、あなたがたはしろがねをおおった刻んだ像 三三主はあなたが地にまく種に雨を与え、地の産物なる穀物をく まき散らして、これに「去れ」と言う。 たの師を見る。三また、あなたが右に行き、あるいは左に行く のようになり、日の光は七倍となり、 時、そのうしろで「これは道だ、これに歩め」と言う言葉を耳にいる。 七つの日の光のようにな

し、琴をひく。主は腕を振りかざして、彼らと戦われる。|||| 焼き 主が懲しめのつえを彼らの上に加えられるごとに鼓を鳴ら る時のように心に喜ぶ。。IO主はその威厳ある声を聞かせ、 笛をならして主の山にきたり、イスラエルの岩なる主にまみえ 流れのように燃やす。れ、火と多くのたきぎ き場はすでに設けられた。しかも王のために深く広く備えら てその腕の下ることを示される。三主がそのむちをもって打 二九 たれる時、アッスリヤの人々は主の声によって恐れおののく。゠ い怒りと、焼きつくす火の炎と、豪雨と、暴風と、ひょうとをもっいか あなたがたは、聖なる祭を守る夜のように歌をうたう。 火と多くのたきぎが積まれてある。主の息はこれを硫黄の もろもろの民のあごにつけるために来る。

また

# 第三一

見りま、

主の名は遠い所から

そのくちびるは憤りで満ち、燃える怒りと、立ちあがる濃い煙をもって来る。

彼らは戦車が多いので、これに信頼し、紫にたよる者はわざわいだ。 しかしイスラエルの聖者を仰がず、 騎兵がはなはだ強いので、 - 助けを得るためにエジプトに下り、 \*\*\* また主にはかることをしない。 それにもかかわらず、 主もまた賢くいらせられ これに信頼する。

主にそむいた。せその日、あなたがたは自分の手で造って罪を犯されてスラエルの人々よ、主に帰れ。あなたがたは、はなはだしく 助けられる者も倒れて、皆ともに滅びる。助ける者はつまずき、動ける者はつまずき、主がみ手を伸ばされるとき、その馬は肉であって、霊ではない。 たしろがねの偶像と、こがねの偶像をめいめい投げすてる。 シオンの山およびその丘で戦われる。万軍の主は下ってきて、その呼ばによって恐れないように、その呼ばによって恐れないように、 万軍の主はエルサレムを守り、 これを守って救い、これを惜しんで助けられる」。 四主はわたしにこう言われた、 三かのエジプトびとは人であって、 я 鳥がひなを守るように、 その声によって驚かず、 あまたの羊飼が呼び出され ほえたけるとき、 「ししまたは若いししが獲物をつかんで、 また不義を行う者を助ける者を攻められる。 立って悪をなす者の家を攻め 必ず災をくだし、その言葉を取り消すことなく、 て、 これにむかっても、 神ではない。

第三二章

主の火はシオンにあり、これは主の言葉である。

その炉はエルサレムにある。

その君たちはあわて、旗をすてて逃げ去る」。

れ彼らの岩は恐れによって過ぎ去り、その若い者は奴隷の働きをしいられる。その若い者は奴隷の働きをしいられる。彼らはつるぎの前から逃げ去り、彼

人のつるぎではない。

人のつるぎではない。

つるぎが彼らを滅ぼす、

Λ 「アッスリヤびとはつるぎによって倒れる、

- 見よ、ひとりの宝が - 見よ、ひとりの宝が - おのおの風をさける所、 - おのおの風をさける所、 - おのおの風をさける所、 - おのおの風をさける所、 - おのおの風をさける所、 - おのおの風をさける所、 - こうして、見る者の目は開かれ、 - こうして、見る者の目は開かれ、 - こうして、見る者の目は開かれ、 - こうして、見る者の目は開かれ、 - こうして、見る者の目は開かれ、

四気短な者の心は悟る知識を得、

悪人はもはや、 五愚かな者は、 あざやかに語ることができる。 どもりの舌はたやすく もはや尊い人と呼ばれることなく、 りっぱな人と言われることはない。

飢えた者の望みを満たさず、またのである。まである。またので、またのであれることを語り、 その心は不義をたくらみ、よこしまを行い、

たそれは愚かな者は愚かなことを語り、

た悪人の行いは悪い。 ちゃくじん おりな かわいた者の飲み物を奪い取るからである。かわいた者の飲み物を奪い取るからである。

彼は悪い計りごとをめぐらし、

乏しい者が正しいことを語っても、偽りの言葉をもって貧しい者をおとしいれ、いっか

つねに尊いことを行う。へしかし尊い人は尊いことを語り、 なお、 これをおとしいれる。

思い煩いなき娘たちよ、わが言葉に耳を傾けよ。ます。 まずら まずめ している女たちよ、起きて、わが声を聞け。れ安んじている女たちよ、起きて、わが声を聞け。

-0 思い煩いなき女たちよ、 あなたがたは震えおののく。 年あまりの日をすぎて、

> 思い煩いなき女たちよ、震えおののけ。 衣を脱ぎ、裸になって腰に荒布をまとえ。 実を取り入れる時が来ないからだ。 三良き畑のため、 こ 安んじている女たちよ、震え恐れよ。 ぶどうの収穫がむなしく、

実り豊かなぶどうの木のために胸を打て。 |= いばら、おどろの生えているわが民の地のため

すべての喜びの家のために胸を打て。 |四宮殿は捨てられ、にぎわった町は荒れすたれ 喜びに満ちている町にある

野のろばの楽しむ所、 丘と、やぐらとは、とこしえにほら穴となり、

羊の群れの牧場となるからである。 |五しかし、ついには霊が上から

荒野は良き畑となり、われわれの上にそそがれて、 良き畑は林のごとく見られるようになる。ょ。はたけばやし。

正義は良き畑にやどる。 1六その時、公平は荒野に住み、

| 七正義は平和を生じ、

正義の結ぶ実はとこしえの平安と信頼である。

われわれの腕となり、

救となってください。

このすべての水のほとりに種をまき、 静かな休み所におる。 さいわいである。 町もことごとく倒される。 | 1ヵしかし林はことごとく切り倒され、 安らかなすみかにおり、 - へわが民は平和の家におり、

三鳴りとどろく声によって、

もろもろの民は逃げ去り、

あなたが立ちあがられると

#### 第三三章

朝ごとに、われわれの施となりわれわれはあなたを待ち望む。 三主よ、われわれをお恵みください、 だれも欺かないのに人を欺く者よ。 あなたは欺かれる。 あなたが欺くことを終えたとき、 あなたは滅ぼされ、 あなたが滅ぼすことをやめたとき、 おのれ自ら滅ぼされないのに、人を滅ぼし、 - わざわいなるかな

> 契約は破られ、証人は軽んぜられ、ハ大路は荒れすたれて、旅びとは絶え、 <sup>セ</sup>見よ、 シャロンは荒野のようになり、レバノンは恥じて枯れ、 平和の使者はいたく嘆く。 しゅ おそ かた た た かなたの代を堅く立てられる。 <また主は救と知恵と知識を豊かにして、 主はシオンに公平と正義とを満たされる。 でとびと、こうえ、こうように、いなごのとびつどうように、 人を顧みることがない。 五主は高くいらせられ、高い所に住まわれる。 四青虫が物を集めるようにぶんどり品は集められ 九地は嘆き衰え、 主を恐れることはその宝である。 人々はその上にとびつどう。 もろもろの国は散らされる。 勇士たちは外にあって叫び、

バシャンとカルメルはその葉を落す。 この主は言われる、 今わたしは起きよう、 いま立ちあがろう、

いま自らを高くしよう。

二 あなたがたは、もみがらをはらみ、 わらを産む。

あなたがたの息は火となって、

三もろもろの民は焼かれて石灰のようになり、いばらが切り あなたがたを食いつくす。

られて火に燃やされたようになる」。 三あなたがた遠くにいる者よ、

あなたがた近くにいる者よ、

わたしがおこなったことを聞け。

わが大能を知れ。

おののきは神を恐れない者を捕えた。 |四シオンの罪びとは恐れに満たされ、

われわれのうち、だれが

焼きつくす火の中におることができよう。

とこしえの燃える火の中におることができよう」。 われわれのうち、だれが

しえたげて得た利をいやしめる者、 五正しく歩む者、正直に語る者、

手を振って、まいないを取らない者の

「六このような人は高い所に住み、 りのとと、ないで画を見ない者、 目を閉じて悪を見ない者、 はないで画を流す謀略を聞かない者、 ないで画を流す謀略を聞かない者、

遠く広い国を見る。 そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。 堅い岩はそのとりでとなり、 こせあなたの目は麗しく飾った王を見、

Iへあなたの心はかの恐ろしかった事を思い出す。 「数を調べた者はどこにいるか。

みつぎを量った者はどこにいるか。

やぐらを数えた者はどこにいるか」。 In あなたはもはや高慢な民を見ない。

その舌はどもって、悟りがたい。 かの民の言葉はあいまいで、聞きとりがたく、

この定めの祭の町シオンを見よ。

移されることのない幕屋エルサレムを見る。タッ゚ あなたの目は平和なすまい、

三 主は威厳をもってかしこにいまし、その綱は、ひとすじも断たれることはない。 その杭はとこしえに抜かれず、

その中には、こぐ舟も入らず、われわれのために広い川と流れのある所となり、

三主はわれわれのさばき主、 大きな船も過ぎることはない。

主はわれわれのつかさ

その死体の悪臭は立ちのぼり、

とはわれわれの主であって、われわれを救われる。 主はわれわれの主であって、われわれを救われる。 に国 おなたの船綱は解けて、 に国 そこともできない。 ときままでも獲物とぶんどり品は分けられ、 ととまれまでも変物を取る。 足なえまでも獲物を取る。 足なえまでも獲物を取る。 ときままでも変物を取る。 この そこに住む者のうちには、 「わたしは病気だ」と言う者はなく、 でもなった。 ではなる。 でもなる。 でもな。 でもな。 でもなる。 でもな。 をもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。 でもな。

#### 第三四章

その土は脂肪で肥やされる。

へ主はあだをかえす日をもち、

シオンの訴えのために報いられる年を

もたれるからである。

四野の獣はハイエナと出会い、 山犬のすみか、だちょうのおる所となる。 キャェンター その城には、いらくさと、あざみとが生え、 三そのとりでの上には、いばらが生え、 尊い人々の上に混乱を起す下げ振りをさげられる。 これは世々荒れすたれて その煙は、とこしえに立ちのぼる。 そこに集まる。 とびもまた、おのおのその連れ合いと共に、 それをかえして、そのひなを翼の陰に集める。 Im ふくろうはそこに巣をつくって卵を産み、 夜の魔女もそこに降りてきて、休み所を得る。 鬼神はその友を呼び、 その君たちは皆うせてなくなる。 三人々はこれを名づけて「国なき所」といい、 主はその上に荒廃をきたらせる測りなわを張り、ふくろうと、からすがそこに住む。 とこしえまでもそこを通る者はない。 たかと、やまあらしとがそこをすみかとし、

> これらのものは一つも欠けることなく、 これらのものは一つも欠けることなく、 これらのものは一つも欠けることなく、 これは主の口がこれを命じ、 これは主の口がこれを命じ、 これは主の口がこれを命じ、 これは主の口がこれを命じ、 その霊が彼らを集められたからである。 しまがれるのためにくじを引き、 手ずから測りなわをもって、この地を分け与え、 長く彼らに所有させ、 世々ここに住まわせられる。

10夜も昼も消えず、

その地は変って燃える樹脂となって、

その土は変って硫黄となり、

#### 第三五章

- 荒野と、かわいた地とは楽しみ、

六その時、 五その時、 神は来て、あなたがたを救われる」と。
ないないをもってこられる。
まいをもってこられる。
見よ、あなたがたの神は報復をもって臨み、 ハそこに大路があり、 さばくに川が流れるからである。 その所でこれに会うことはない。 飢えた獣も、その道にのぼることはなく、 その道は聖なる道ととなえられる。 +焼けた砂は池となり、 それは荒野に水がわきいで、 おしの舌は喜び歌う。 耳しいの耳はあけられる。 よしの茂りあう所となる。 足なえは、 目しいの目は開かれ ししはおらず、 しかのように飛び走り、

> 悲しみと嘆きとは逃げ去る。 ただ、あがなわれた者は帰ってきて、 この主にあがなわれた者は帰ってきて、 また。 かえたいつつ、シオンに来る。 ないただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 その頭に、とこしえの喜びをいただき、 をかまた。 ないたださいただき、

四心おののく者に言え、

強くあれ、恐れてはならない。

#### 三六章

乗る人があるならば、わたしは馬二千頭を与えよう。ヵあなたはのの主君アッスリヤの王とかけをせよ。もしあなたの方にわたしの主きん。 たがたはこの祭壇の前で礼拝しなければならない」と言って除ると言うならば、ヒゼキヤがユダとエルサレムに告げて、「あな トの王っ たのは、主の許しなしでしたことであろうか。主はわたしに、こ とができようか。10わたしがこの国を滅ぼすために上ってき の家来のうちの最も小さい一隊 長でさえ、どうして撃退するこかをいる。 エジプトを頼み、戦車と騎兵を請い求めているが、わたしの主君 の国へ攻め上って、これを滅ぼせと言われたのだ』」。 いたのは、 あなたがもし「われわれはわれわれの神、 プロ その神の高き所と祭壇ではなかったのか。ハさあ、 はすべて寄り頼む者にそのようにするのだ。 主を頼む」とわた もし か

こ その時、エリアキム、セブナおよびヨアはラブシャケに言った。「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした、「どうぞ、アラム語でしもべたちに話してください。わたした。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにか。彼らをも、あなたがたと共に自分の糞尿を食い飲みするにいる。

|= そしてラブシャケは立ちあがり、ユダヤの言葉で大声に呼ば

を食べ、めいめい自分の井戸の水を飲むことができる。こもやがいめい自分のぶどうの実を食べ、めいめい自分のいちじくの実い と和ぼくして、わたしに降服せよ。 ならない』。「<あなたがたはヒゼキヤの言葉を聞いてはならなに陥ることはない、と言っても、あなたがたは主を頼みとしてはい。」 彼はあなたがたを救い出すことはできない。「ヨヒゼキヤが、 のうちに、だれかその国をわたしの手から救い出した者があるたしの手から救い出したか。10 これらの国々のすべての神々ながある。 か。 もろもろの国の神々のうち、どの神がその国をアッスリヤの王 どう畑の多い地だ。「ヘヒゼキヤが、主はわれわれを救われる、 て、わたしが来て、あなたがたを一つの国へ連れて行く。 は必ずわれわれを救い出される。この町はアッスリヤの王の手 う仰せられる、 わって言った、「大王、だいょう できよう』」。 の手から救ったか。「ヵハマテやアルパデの神々はどこにいるです。 と言って、あなたがたを惑わすことのないように気をつけよ。 い。アッスリヤの王はこう仰せられる、『あなたがたは、 は、あなたがたの国のように穀物とぶどう酒の多い地、パンとぶ 主がどうしてエルサレムをわたしの手から救い出すことが セパルワイムの神々はどこにいるか。彼らはサマリヤをわ 『あなたがたはヒゼキヤに欺かれてはならない。 アツスリヤの王の言葉を聞け。 めいめい自分のいちじくの実そうすれば、あなたがたはめ 四四 わたし 王ぉ それ

しかし民は黙ってひと言も答えなかった。王が命じて、「彼ながない。」をいる。これのことである。これのこれのことである。これのことでは、これのことにいいている。これのことにはいいている。これのことにはいい

シャケの言葉を彼に告げた。フの子である史官ヨアは衣を裂き、ヒゼキヤのもとに来て、ラブフの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサルキヤの子である宮内卿エリアキム、書記官セブナおよびアサに答えてはならない」と言っておいたからである。三 その時ヒに答えてはならない」と言っておいたからである。三 その時ヒ

# 第三七章

こう言います、『きょうは悩みと責めと、だ布を身にまとって主き、い、こう言います、『きょうは悩みと責めと、はずかしめの日です。こう言います、『きょうは悩みと責めと、はずかしめの日です。こう言います、『きょうは悩みと責めと、はずかしめの日です。たい』がまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。胎児がまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。治りにがまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。治りにがまさに生れようとして、これを産み出す力がないのです。といれたかもしれません。彼はその主君アツスリヤの王につかわかれたかもしれません。彼はその主君アツスリヤの王につかわられたかもしれません。彼はその主君アツスリヤの王につかわられたかもしれません。彼はその主君アツスリヤの王につかわられたかもしれません。彼はその主君にこう言いなさい、『主はこれを記している者のために祈をささげてください』」。

「とどまや王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、オイザヤがいけられる、アッスリヤの王のしもべらが、わたしをそしった。
「もいちに、「あなたがたの主君にこう言いなさい、『主はこれを記している者のために祈をささげてください』」。

せて、その国でつるぎに倒れさせる』」。

ないのうちに送って、一つのうわさを聞かせ、彼を自分の国へ帰ら

ただけが主でいらせられることを知るようになるでしょう」。彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々は皆あなな。 すっき やっぱ されたのです。 10 今われわれの神、主よ、どうぞ、われわれをされたのです。 の王セナケリブについてわたしに祈ったゆえ、三主が彼につい た、「イスラエルの神、主はこう言われる、あなたはアッスリヤ こ その時アモツの子イザヤは人をつかわしてヒゼキヤに言っ それらは神ではなく、人の手の造ったもので、木や石だから滅ぼ とその国々を滅ぼし、「ヵまたその神々を火に投げ入れました。 さい。「<主よ、まことにアッスリヤの王たちは、もろもろの民 て語られた言葉はこうである、 ケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉を聞いてくだ

『処女であるシオンの娘は

エルサレムの娘は、あなたのうしろで頭を振る。 あなたを侮り、あなたをあざける。

III あなたはだれをそしり、だれをののしったのか

めたが、あなたはだれにむかって声をあげ、 目を高くあげたのか。

イスラエルの聖者にむかってだ。

三のあなたは、そのしもべらによって

主をそしって言った、 レバノンの奥へ行き、 「わたしは多くの戦車を率いて山々の頂にのぼり、 \*\*\* せんしゃ ひき やまやま いただき

> 〒 わたしは井戸を掘って水を飲んだ。 たけの高い香柏と、 最も良いいとすぎを切り倒し、 わたしは足の裏で またその果の高地へ行き、その密林にはいった。

三、あなたは聞かなかったか、 エジプトのすべての川を踏みからした」。

昔わたしがそれを定めたことを。 あなたがこわして荒塚とすることも、 堅固な町々を、

いにしえの日から、わたしが計画して

今それをきたらせたのだ。

野の草のように、青菜のようになり、おののき恥をいだいて、 こせそのうちに住む民は力弱く、

育たずに枯れる屋根の草のようになった。

三、わたしは、あなたの座すること、出入りすること、

わたしは、あなたの鼻に輪をつけ、 ニェあなたが、わたしにむかって怒り叫んだことと、 怒り叫んだことをも知っている。 また、わたしにむかって あなたの高慢な言葉とがわたしの耳にはいったゆえ、

あなたの口にくつわをはめて

あなたを、 もと来た道へ引きもどす』。

その実を食べる。三、ユダの家の、のがれて残る者は再び下に根その実を食べる。三、ユダの家の、のがれて残る者は再び下に根た物を食べ、三年目には種をまき、刈り入れ、ぶどう畑を作ってた物を食べ、二年目には、またその落ち穂から生えち穂から生えた物を食べ、二年目には、またその落ち穂から生えらのあなたに与えるしるしはこれである。すなわち、ことしは落三〇あなたに与えるしるしはこれである。すなわち、ことしは落三〇あなたに与えるしるしはこれである。すなわち、ことしは落 出、のがれる物はシオンの山から出る。万軍の主の熱心がこれで、 まの で ばなく しゅ ねっしんを張り、上に実を結ぶ。 三二 すなわち残る者はエルサレムから は 、 うえ 、 み ・等 をなし遂げられる。

ビデのために町を守って、これを救おう』」。 もって、その前にこない。また墨を築いて、これを攻めることは 『彼はこの町にこない。またここに矢を放たない。また盾をホギ と主は言う。ヨョ わたしは自分のため、また、 IET 彼は来た道から帰って、この町に、はいることはない、 わたしのしもベダ

殺した。人々が朝早く起きて見ると、彼らは皆死体となっている。 殺し、ともにアララテの地へ逃げていった。 それで、その子エサ ネベにいたが、『<その神ニスロクの神殿で礼拝していた時、そ mx 主の使が出て、アッスリヤびとの陣営で十八万五千人を撃ち ルハドンが代って王となった。 の子らのアデラン・メレクとシャレゼルがつるぎをもって彼をタホロ た。ハロセ アッスリヤの王セナケリブは立ち去り、 帰っていってニ

町とをアッスリヤの王の手から救い、この町を守ろう」。

\*\*\*
しはあなたのよわいを十五年増そう。^^わたしはあなたと、この 言いなさい、『あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられます、の時主の言葉がイザヤに臨んで言った、#「行って、ヒゼキヤにたのを覚えてください」。そしてヒゼキヤはひどく泣いた。#そたのを覚え 向けて主に祈って言った、『「ああ主よ、願わくは、わたしが真実しながらえることはできません」。『そこでヒゼキヤは顔を壁にきながらえることはできません」。『そこでヒゼキヤは顔を壁に こそのころヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。 t 主が約束されたことを行われることについては、 「わたしはあなたの祈を聞いた。あなたの涙を見た。見よ、わた と真心とをもって、み前に歩み、あなたの目にかなう事を行しました。 れます、あなたの家を整えておきなさい。あなたは死にます、生れます、あなたは死にます、生れ の 子: 預言者イザヤは彼のところに来て言った、「主はこう仰せらょげんしゃ アモ つ

直ぉ 書きしるしたものである

去らなければならない。 □○わたしは言った、わたしはわが一生のまっ盛りに、 わが魂の苦しみによって

かつ、自らそれをなされたからである。

主はわたしに言われ

どうか、わたしの保証人となってください。

Imしかし、わたしは何を言うことができましょう。

主の家で琴にあわせて、歌をうたおう。われわれは世にあるかぎり、 これは、あなたがわが罪をことごとく、 io 主はわたしを救われる。 あなたの後に捨てられたからである。 滅びの穴をまぬかれさせられた。 あなたはわが命を引きとめて、 父はあなたのまことを、その子らに知らせる。 きょう、わたしがするように、あなたに感謝する。 墓にくだる者は、 死はあなたをさんびすることはできない。 どうか、わたしをいやし、 わが霊の命もすべてこれらの事による。 あなたのまことを望むことはできない。 わが幸福のためであった。 わたしを生かしてください。 「木主よ、これらの事によって人は生きる。 「<陰府は、あなたに感謝することはできない。

わが眠りはことごとく逃げ去った。

イザヤは言った、「干いちじくのひとかたまりを持ってこさ

どんなしるしがありましょうか」。ヒゼキヤはまた言った、「わたしが主の家に上ることについて、ヒゼキヤはまた言った、「わたしが主の家に上ることについて、せ、それを腫物につけなさい。そうすれば質るでしょう」。三

# 第三九章

これはヒゼキヤが病気であったが、直ったことを聞いたからである。ニヒゼキヤが病気であったが、直ったことを聞いたからである。ニヒゼキヤが病気であったが、直ったことを聞いたからである。ニヒゼキヤが病気であったが、直ったことを聞いたからである。ニヒゼキヤが病気であったが、直ったことを聞いたからである神および武器倉、ならびにその倉庫にあるすべての物を独らに見せた。家にある物も、国にある物も、ヒゼキヤが彼らに見せない物は一つもなかった。三時に預言者イザヤはヒゼキヤがのをで何を見ましたか」。ヒゼキヤは答えて言った、「彼らは、わたしの家で何を見ましたか」。ヒゼキヤは答えて言った、「彼らは、あなたが、産ニーンのです」。四イザヤは言った、「彼らは、あなたの家で何を見ましたか」。ヒゼキヤは答えて言った、「彼らは、あなたの家で何を見ましたか」。ヒゼキヤは答えて言った、「彼らは、あなたの家で何を見ましたか」。ヒゼキヤは答えて言った、「彼らは、あなたいな、見よ、すべてあなたの家にある物およびあなたの先祖たなかった場は、すべてあなたの家にある物およびあなたの先祖たちが今日までに積みたくわえた物がバビロンに運び去られる日

とも自分が世にある間は太平と安全があるだろう」と思ったか言った、「あなたが言われた主の言葉は結構です」。彼は「少なくの宮殿において宦官となるでしょう」。Aヒゼキヤはイザヤにの宮殿において宦官となるでしょう」。Aヒゼキヤはイザヤにがある。何も残るものはない、と主が言われます。tまた、あなが来る。何も残るものはない、と主が言われます。tまた、あなが来る。

# 第四〇章

ーあなたがたの神は言われる。

らである。

「慰めよ、わが民を慰めよ、「慰めよ、わが民を慰めよ、かだ」、これに呼ばわれるのとがはすでにゆるされ、そのとがはすでにゆるされ、そのとがはすでにゆるされ、そのもろもろの罪のために二倍の刑罰を主の手から受けた」。
「ご呼ばわる者の声がする、「「この手から受けた」。
「ごいっている」をしている。
「ごいっている」をしている。
「ごいっている」をしている。
「ごいっている」をしている。
「ごいっている」をしている。
「これに呼ばわれるもの手がする、「これに呼ばわれる者の声がする、「これに呼ばわれる者の手がする。

草は枯れ、花はしぼむ。せ主の息がその上に吹けば、 険しい所は平地となる。 高底のある地は平らになり、 強く声をあげよ、 へ草は枯れ、花はしぼむ。 六声が聞える、「呼ばわれ」。 これは主の口が語られたのである」。 ユダのもろもろの町に言え、 声をあげて恐れるな。 よきおとずれをエルサレムに伝える者よ、 高い山にのぼれ。 ヵよきおとずれをシオンに伝える者よ、 とこしえに変ることはない」。 しかし、われわれの神の言葉は たしかに人は草だ。 その麗しさは、すべて野の花のようだ。 わたしは言った、「なんと呼ばわりましょうか」。 人は皆ともにこれを見る。 五こうして主の栄光があらわれ. 人はみな草だ。 あなたがたの神を見よ」と。

知識を教え、悟りの道を示したか。 だれが主に公義の道を教え、「四主はだれと相談して悟りを得たか。」 その相談役となって主を教えたか。 三だれが、主の霊を導き、 地のちりを枡に盛り、 指を伸ばして天をはかり、 三だれが、たなごころをもって海をはかり、 乳を飲ませているものをやさしく導かれる。タキッ゙ そのふところに入れて携えゆき、 そのかいなに小羊をいだき、 そのはたらきの報いは、そのみ前にある。 見よ、その報いは主と共にあり、 その腕は世を治める。 はかりをもって、もろもろの丘をはかったか てんびんをもって、もろもろの山をはかり、 こ主は牧者のようにその群れを養い、 |m 見よ、もろもろの国民は、おけの一しずくのように ⋆レバノンは、たきぎに足りない。

一丸偶像は細工人が鋳て造り、 ー丸偶像は細工人が鋳て造り、 ー丸偶像は細工人が鋳て造り、 ー丸偶像は細工人が鋳て造り、、 ・ できているできるのか。

動くことのない像を立たせる。 動くことのない像を立たせる。 また、これがために銀の鎖を造る。 また、これがために銀の鎖を造る。 また、これがために銀の鎖を造る。 また、これがために銀の鎖を造る。 また、これがために銀の鎖を造る。 また、これがために銀の鎖を造る。 また、これがために銀の鎖を造る。

地の基をおいた時から、おなたがたは聞かなかったか。まなたがたは聞かなかったか。まなたがたは聞かなかったか。

地に住む者をいなごのように見られる。三主は地球のはるか上に座して、あなたがたは悟らなかったか。

これを住むべき天幕のように張り、主は天を幕のようにひろげ、地に住むを幕のようにひろげ、地に住む者をいなごのように見られる。

IN 彼らは、かろうじて植えられ、かろうじてまかれ地のつかさたちを、むなしくされる。 エミ また、もろもろの君を無きものとせられ、

わらのように、つむじ風にまき去られる。神がその上を吹かれると、彼らは枯れて、まるの幹がかろうじて地に根をおろしたとき、

Im 聖者は言われる、

わたしは、だれにひとしいというのか」。「それで、あなたがたは、わたしをだれにくらべ、

三、目を高くあげて、

主は数をしらべて万軍をひきいだし、
ばねぐん
がが、これらのものを創造したかを見よ。

おのおのをその名で呼ばれる。

その勢いの大いなるにより、

一つも欠けることはない。またその力の強きがゆえに、

「わが道は主に隠れている」と言うか。こもヤコブよ、何ゆえあなたは、

〒 あなたは知らなかったか、「わが訴えはわが神に顧みられない」と言うか。イスラエルよ、何ゆえあなたは、

あなたは聞かなかったか。

主はとこしえの神、地の果の創造者であって、 まなことなく、また疲れることなく、 その知恵ははかりがたい。 これ弱った者にはかを与え、 これ弱った者にはかを与え、 これがあった者にはかを与え、 これがあった者にはかを与え、 この年老い者も弱り、かつ疲れ、 性年の者も疲れはてて倒れる。 なだお、ものように翼をはって、のぼることができる。 たいのように翼をはって、のぼることができる。 たいのように翼をはって、のぼることができる。 をかった。 たいでも疲れることなく、またのぼることができる。 をいても弱ることはない。

そのつるぎをもって彼らをちりのようにし、

第四一章

> その兄弟たちに言う、「勇気を出せよ」と。 < 彼らはおのおのその隣を助け、 地の果は、おののき、近づいて来た。 国海沿いの国々は見て恐れ、 国海ギー へいぐに まずまれ、 また終りと共にあり、わたしがそれだ。 だれが初めから世々の人々を呼び出したか。 <sup>B</sup>だれがこの事を行ったか、なしたか。 セ細工人は鍛冶を励まし、 三彼はこれらの者を追って わたしの選んだヤコブ、 ^ しかし、わがしもベイスラエルよ 動くことのないようにする。 また、くぎをもってそれを堅くし、 はんだづけについて言う、「それは良い」と。 鎚をもって平らかにする者は金敷きを打つ者に、 主なるわたしは初めであって、 安らかに過ぎて行く。 その足のまだ踏んだことのない道を、 その弓をもって吹き去られる、 わらのようにする。

ヵわたしは地の果から、あなたを連れてき、わが友アブラハムの子孫よ、

新しい打穀機とする。「五見よ、わたしはあなたを鋭い歯のある こ見よ、あなたにむかって怒る者はみな、 驚いてはならない、わたしはあなたの神である。 □の恐れてはならない、わたしはあなたと共にいる。 あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。 わたしはあなたを助ける。 三あなたの神、主なるわたしは あなたと戦う者は全く消えうせる。 あなたと争う者は滅びて無に帰する。 はじて、あわてふためき、 わが勝利の右の手をもって、あなたをささえる。 わたしはあなたを強くし、あなたを助け、 わたしは、あなたを選んで捨てなかった」と。 あなたは山を打って、これを粉々にし、 あなたの右の手をとってあなたに言う、 イスラエルの人々よ、恐れてはならない。 -恐れてはならない、わたしはあなたを助ける」。 四主は言われる、「虫にひとしいヤコブよ、

あなたに言った、「あなたは、わたしのしもべ、

地のすみずみから、あなたを召して、

In わたしは荒野に香柏、アカシヤ、 まらの いけ あらの こうはく かわいた地を水の源とする。 彼らを捨てることがない。 かつ、よく考えて共に悟る」。 この人々はこれを見て、主のみ手がこれをなし、 谷の中に泉をいだし、たいなかいずみ 主なるわたしは彼らに答える、 その舌がかわいて焼けているとき 丘をもみがらのようにする。 からまつをともに置く。 さばくに、いとすぎ、すずかけ、 ミルトスおよびオリブの木を植え、 |へわたしは裸の山に川を開き、 イスラエルの神なるわたしは イスラエルの聖者によって誇る。 あなたは主によって喜び つむじ風がこれを吹き散らす。 イスラエルの聖者がこれを創造されたことを知り、 | \* あなたがあおげば風はこれを巻き去り、 水がなく、

三主は言われる、

あなたがたの訴えを出せ」と。

「彼は正しい」と言わせたか。
ひとりもこの事を告げた者はない。
ひとりも聞かせた者はない。
こもわたしははじめてこれをシオンに告げた。わたしは、よきおとずれを伝える者を
エルサレムに与える。
エルサレムに与える。
エルサレムに与える。
本でいるかには、わたしが尋ねてもできえうる助言者はひとりもない。答えうる助言者はひとりもない。
でえるかなかには、わたしが尋ねてもできる。
ないのなかには、わたしが尋ねてもできるうる助言者はひとりもない。
そのおざは無きもの、そのわざは無きもの、そのわざは無きもの、

IIII この後きたるべき事をわれわれに告げよ。あるいはきたるべき事をわれわれに聞かせよ。われわれはよく考えて、その結末を知ろう。

さきの事どもの何であるかを告げよ。

三それを持ってきて、起るべき事をわれわれに告げよ。

ヤコブの王は言われる。

あなたがたの証拠を持ってこい。

# 第四二章

その声をちまたに聞えさせず、 かたしの喜ぶわが選び人を見よ。 かたしはわが霊を彼に与えた。 かなはもろもろの国びとに道をしめす。 ない かない ことなく、 声をあげることなく、 かない ことない でき かい こと いい こと

たの中を歩む者に霊を与えられるといった。 というな神はこう言われる、 さなる神はこう言われる、 たしはあなたの手をとり、あなたを守った。 たったしはあなたの手をとり、あなたを守った。 たったしはあなたを民の契約とし、 もろもろの国びとの光として与え、 もうもろの国びとの光として与え、 もうしなの目を開き、 というしな地下の獄屋から出させる。 たったしはわが楽光をほかの者に与えない。 また、わが誉を刻んだ像に与えない。 また、わが誉を刻んだ像に与えない。 また、わが誉を刻んだ像に与えない。 また、わが誉を刻んだ像に与えない。

その誉を海沿いの国々で語り告げよ。

三栄光を主に帰し、

わたしは新しい事を告げよう。 その事がまだ起らない前に、 その事がまだ起らない前に、 その事がまだ起らない前に、 つ上にむかって新しき歌をうたえ。 地の果から主をほめたたえよ。 地の果から主をほめたたえよ。 地の果から主をほめたたえよ。 でするなながって新しき歌をうたえ。 一覧をその中に満ちるもの、 一覧をとそれに住む者とは鳴りどよめ。 こ 荒野とその中のもろもろの村里は声をあげよ。 ケダルびとの住むもろもろの村里は声をあげよ。 ヤダルびとの住むもろもろの村里は声をあげよ。 たりの頂から呼ばわり叫べ。

真実をもって道をしめす。ほのぐらい灯心を消すことなく

■ また傷ついた葦を折ることなく、

海沿いの国々はその教を待ち望む。

四次は衰えず、落胆せず、四次は衰えず、落胆せず、

その上の民に息を与え、

地とそれに生ずるものをひらき、ヵ天を創造してこれをのべ、

「五わたしは山と丘とを荒し、 今わたしのstは切れ、かつあえぐ。 わたしのstは切れ、かつあえぐ。 いま、まか、おのように叫ぶ。 黙して、おのれをおさえていた。

その敵にむかって大能をあらわされる。

|四わたしは久しく声を出さず、

ときの声をあげて呼ばわり、

いくさ人のように熱心を起し、ここ主は勇士のように出て行き、

くら ない道に導き、まだ知らない道に導き、 だれか、主のしもべのような目しいがあるか その教を大いなるものとし 三主はおのれの義のために、 耳を開いても聞かない。 この彼は多くの事を見ても認めず、 だれか、わが献身者のような目しいがあるか。 だれか、 目しいよ、目を注いで見よ。 わたしはこれらの事をおこなって彼らを捨てない。 高低のある所を平らにする。 暗きをその前に光とし、 彼らのまだ知らない大路に行かせ、 もろもろの池をからす。 もろもろの川を島とし、 八耳しいよ、聞け。 一六わたしは目しいを 「ヵだれか、わがしもべのほかに目しいがあるか。 退けられて、大いに恥をかく。 「あなたがたは、われわれの神である」と言う者は、 こも刻んだ偶像に頼み、鋳た偶像にむかって わがつかわす使者のような耳しいがあるか。

すべての草を枯らし、

その道に参むことを好まず、われわれは主にむかって罪を犯し、 それが火のように周囲に燃えても、彼らは悟らず、 彼らはかすめられても助ける者がなく、
なっな穴の中に捕われ、獄屋の中に閉じこめられた。 In それゆえ、主は激しい怒りと、 三四ヤコブを奪わせた者はだれか。 だれが心をもちいて III あなたがたのうち、 三ところが、この民はかすめられ、 猛烈な戦いを彼らに臨ませられた。 またその教に従うことを好まなかった。 かすめる者にイスラエルをわたした者はだれか。 後のためにこれを聞くだろうか。®\$ だれがこの事に耳を傾けるだろうか 物を奪われても「もどせ」と言う者もない。 かつ光栄あるものとすることを喜ばれた。 これは主ではないか。 奪われて、

心にとめなかった。

# 第四三章

ルよ、 ヤコブよ、 わたしはあなたの名を呼んだ、 - 恐れるな、わたしはあなたをあがなった。 あなたを造られた主はいまこう言われる、 あなたを創造された主はこう言われる。 イスラエ

= あなたが水の中を過ぎるとき、 あなたはわたしのものだ。

水はあなたの上にあふれることがない。外の中を過ぎるとき、川の中を過ぎるとき、かたしはあなたと共におる。 炎もあなたに燃えつくことがない。 ■わたしはあなたの神、主である、 \*\*\* あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、

わたしはエジプトを与えて イスラエルの聖者、 あなたの救主である。

四あなたはわが目に尊く、重んぜられるもの、 エチオピヤとセバとをあなたの代りとする。 あなたのあがないしろとし、

あなたの命の代りに民を与える。あなたの代りに人を与え、 わたしはあなたを愛するがゆえに、

> わたしは、 恐れるな、 あなたの子孫を東からこさせ わたしはあなたと共におる。

\*わたしは北にむかって『ゆるせ』と言い、 西からあなたを集める。

南にむかって『留めるな』と言う。

わが子らを遠くからこさせ、

わが娘らを地の果からこさせよ。

これを造り、これを仕立てた」。 t すべてわが名をもってとなえられる者をこさせよ。 わたしは彼らをわが栄光のために創造し、

へ目があっても目しいのような民、

もろもろの民は集まれ。

さきの事どもを、 彼らのうち、だれがこの事を告げ、

その証人を出して、おのれの正しい事を証明させ、 それを聞いて「これは真実だ」と言わせよ。 われわれに聞かせることができるか。

それゆえ、あなたがたは知って、わたしを信じ、 わたしが選んだわがしもべである。 10 主は言われる、「あなたがたはわが証人、

わたしが主であることを悟ることができる。 わたしより前に造られた神はなく、 わたしより前に造られた神はなく、 こ ただわたしのみ主である。 こ ただわたしのみ主である。 こ わたしはさきに告げ、かつ教い、かつ聞かせた。 あなたがたのうちには、ほかの神はなかった。 あなたがたはわが証人である」と主は言われる。 あなたがたはわが証人である」と主は言われる。 わが手から救い出しうる者はない。

わたしは人をバビロンにつかわし、「あなたがたのために、「B あなたがたのために、「B おなたがたをあがなう者、イスラエルの聖者、この あなたがたをあがなう者、イスラエルの聖者、だれが、これをとどめることができよう」。

主はこう言われる、
とうことができないようにされる絶え滅ぼして、灯心の消えうせるようにされるといるといいようにし、これを倒して起きることができないようにし、こと戦車および馬、軍勢および兵士を出てこさせ、

やがてそれは起る、「鬼よ、わたしは新しい事をなす。」が見よ、わたしは新しい事をなす。また、いにしえのことを考えてはならない。また、いにしえのことを考えてはならない。

さばくに川を流れさせる。わたしは荒野に道を設け、あなたがたはそれを知らないのか。

わたしが荒野に水をいだし、山犬および、だちょうもわたしをあがめる。山犬および、だちょうもわたしをあがめる。900 野の獣はわたしをあがめ、

わたしが自分のために造ったものである。三 この民は、わが誉を述べさせるためにわたしの選んだ長に飲ませるからだ。さばくに川を流れさせて、

また犠牲をもってわたしをあがめなかった。ニニーあなたは燔祭の羊をわたしに持ってこなかった。イスラエルよ、あなたはわたしをうとんじた。ニニところがヤコブよ、あなたはわたしを呼ばなかった。

# 第四四章

- しかし、わがしもベヤコブよ

かえって、あなたの罪の重荷をわたしに負わせ、かえって、あなたの罪の重荷をわたしに負わせ、かえって、あなたの罪の重荷をわたしに負わせ、あなたの不義をもって、わたしを煩わせた。 まま わたしこそ、わたし自身のために は、あなたのとがを消す者である。 あなたのとがを消す者である。 おかれわれは共に論じよう。 まま なたの罪を述べて、わたしに思い出させよ。 われわれは共に論じよう。 まるなたの仲保者らはわたしに思い出させよ。 われわれは共に論じよう。 まるなたの仲保者らはわたしにそむいた。 まずらほしゃ ななたの仲保者らはわたしに思い出させよ。 カイスラエルをののしらしめた。 イスラエルをののしらしめた。

Im あなたは金を出して、

また乳香をもってあなたを煩わさなかった。

わたしは供え物の重荷をあなたに負わせなかった。

四こうして、彼らは水の中の草のように、 ■わたしは、かわいた地に水を注ぎ、 ある人はヤコブの名をもって自分を呼び、 **πある人は「わたしは主のものである」と言い、** 流れのほとりの柳のように、生え育つ。 『わがしもベヤコブよ、 またある人は「主のものである」と手にしるして、 わが恵みをあなたの子孫に与えるからである。 わが霊をあなたの子らにそそぎ、 干からびた地に流れをそそぎ わたしが選んだエシュルンよ、恐れるな。 あなたを助ける主はこう言われる、 わたしが選んだイスラエルよ、いま聞け。 イスラエルの名をもって自分を呼ぶ』」。 イスラエルの王、イスラエルをあがなう者。

わが前に言いつらねよ。その者はそれを示し、またそれを告げ、まだれかわたしに等しい者があるか。

万軍の主はこう言われる、

わたしのほかに神はない。

わたしは初めであり、わたしは終りである。

四彼は香柏を切り倒し、

あるいはかしの木、

あるいはかし

わの

を人の美しい姿にしたがって人の形に造り、家の中に安置する。

を入の美しい姿にしたがって人の形に造り、家の中に安置する。
を引き、鉛筆でえがき、かんなで削り、コンパスでえがき、それ

だれが、昔から、きたるべき事を聞かせたか。 その者はやがて成るべき事をわれわれに告げよ。 へ恐れてはならない、またおののいてはならない。 わたしはこの事を昔から、 あなたがたに聞かせなかったか、 また告げなかったか。 また告げなかったか。 あなたがたはわが証人である。 わたしのほかに神があるか。

おたしはそのあることを知らない」。

わたしはそのあることを知らない」。

わたしはそのあることを知らない」。

わたしはそのあることを知らない」。

かさい。ゆえに彼らは恥を受ける。「○だれが神を造り、またならの役にも立たない。その信者は見ることもなく、また知ることもない。ゆえに彼らは恥を受ける。「○だれが神を造り、またならい。ゆえに彼らは恥を受ける。「○だれが神を造り、またならい。では、として、というとき、恐れて共に恥じる。
こまの細工人はこれを造るのに炭の火をもって細工し、鎚をもってこれを造り、強い腕をもってこれを鍛える。彼が飢えれまからませる。
こまない。ない。ならが皆集まって立たが、からませる。ない。彼らが皆集まって立たと、恐れて共に恥じる。
こまの細工人はこれを造るのに炭の火をもって細工し、鎚をもってこれを造り、強い腕をもってこれを鍛える。彼が飢えれまからませる。ない。ならが飢れることを知らない」。

本を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは香柏を木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは香柏を木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは香柏を木を選んで、たきぎとし、これをもって身を暖め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に造って拝み、刻んだ像に造ってその前にひれ伏す。「木その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮て食べ、あるいは肉をあぶって食べ飽き、また身を暖めて言う、「ああ、暖まった、熱くなった」と。「キそしてその余りをもって神を造って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。
「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。
「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを救え」と言う。「あなたはわが神だ、わたしを表が、また悟ることがない。その目へこれらの人は知ることがなく、また悟ることがない。その時できない。この彼は灰を食い、迷った心に惑わさればずかがある。本のれて、たきぎんのようなが、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがあるで、おのれを救うことができず、また「わが右の手に偽りがある」といいまが、大きないは、大きないは、大きない、また「わが右の手に入れている。

あなたはわがしもべだ。わたしはあなたを造った、おなたはわがしもべだから。 コープ・イスラエルよ、これらの事を心にとめよ。

ではないか」と言わない。

エルサレムについては、

イスラエルよ、わたしはあなたを忘れない。 三 わたしはあなたのとがを雲のように吹き払い、 あなたの罪を霧のように消した。 わたしに立ち返れ、 わたしはあなたをあがなったから。 地の深き所よ、呼ばわれ。 地の深き所よ、呼ばわれ。 もろもろの山よ、 林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、 林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、 林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、 林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、 林およびその中のもろもろの木よ、 もろもろの山よ、 林およびその中のもろもろの木よ、

ただわたしだけが天をのべ、地をひらき、「わたしは主である。わたしはよろずの物を造り、「あなたをあがない、」のあなたをあがない、」のおなたをあがない、」のはいまである。からしばよろずの物を造り、主はヤコブをあがない、

ーーだれがわたしと共にいたか―― これの計りごとを成らせ、 これの計画である。 これのとしは、わがしもべの言葉を遂げさせ、 いっか もの とこまで とことは とこう者を狂わせ、 こことば とここと とこと とこと とこと とこと とこと とこと はいたか―― だれがわたしと共にいたか―― だれがわたしまである。

『これは氏の住む歌と言い、『ふたたび建てられる、『ふたたび建てられる、『ふたたび建てられる、『かわけ、わたしはきまた淵については、『かわけ、わたしはあなたのもろもろの町については、『彼はわが牧者に、またクロスについては、『かわけ、わたしはあなたのもろもろの町を干す』と言い、またクロスについては、『かわが目的をことごとくなし遂げる』と言い、エルサレムについては、『ふたたび建てられる』と言い、『ふたたび建てられる』と言い、『ふたたび建てられる』と言い、『ふたたび建てられる』と言い、『ふたたび建てられる』と言い、『ふたたび建てられる』と言い、『ふたたび建てられる』と言い、『などでも、

# 第四五章

『あなたの基がすえられる』と言う」。

これたしはわが受賣者クロスのこう言われる、 もろもろの国をその前に従わせ、 もろもろの王の腰を解き、 もろもろの王の腰を解き、 もろもろの王の腰を解き、 もろもろの王のでいるという。 とびらをその前に開かせて、 とびらをその前に開かせて、 とびらをその前に開かせて、 とびらをその前に開かせて、

人々がわたしのほかに神のないことをいった。 繁栄をつくり、またわざわいを創造する。 わたしは主、あなたの名を呼んだ ■あなたに、暗い所にある財宝と、 ヾら ところ ざいほう 青銅のとびらをこわし、鉄の貫の木を断ち切り、 わたしは主である、わたしのほかに神はない。 知るようになるためである。 \*これは日の出る方から、また西の方から、 わたしはあなたを強くする。 あなたがわたしを知らなくても、 わたしのほかに神はない、ひとりもない。 πわたしは主である。 わたしはあなたに名を与えた。 あなたがわたしを知らなくても、 わたしはあなたの名を呼んだ。 わたしの選んだイスラエルのために、 四わがしもベヤコブのために、 イスラエルの神であることをあなたに知らせよう。 ひそかな所に隠した宝物とを与えて、 もろもろの山を平らにし、

= 「わたしはあなたの前に行って、

『あなたは、なぜ子をもうけるのか』と言い、 くも ぎ ふ なり水を注げ、ハ 天よ、 タギ をず そそ 『あなたは何を造るか』と言い、 しゅ そうぞう せん は開けて救を生じ、また義をも、 すくい しょう ぎ 『あなたは、なぜ産みの苦しみをするのか』と 粘土は陶器師にむかって れ 陶器が陶器師と争うように、 とうき とうきし あらそ 主なるわたしはこれを創造した。 雲は義を降らせよ。 すべてこれらの事をなす者である。 あるいは女にむかって あるいは『あなたの造った物には手がない おのれを造った者と争う者はわざわいだ。 わたしは主である またわが手のわざについてわたしに命ずるのか。 イスラエルを造られた主はこう言われる、 こイスラエルの聖者、 言う者はわざわいだ」。 □○父にむかって 言うだろうか。 「あなたがたは、わが子らについてわたしに問い、 こわたしは地を造って、その上に人を創造した。 生えさせよ。

その万軍を指揮した。 わたしは手をもって天をのべ、

かが捕囚を価のためでなく、 他はわが町を建て、 他はわが町を建て、 かたしは彼のすべての道をまっすぐにしよう。 これたしは義をもってクロスを起した。

- < 天を創造された主、すなわち神であって恥を負わず、はずかしめを受けない。

あなたがたは世々かぎりなく、

とこしえの救を得る。

万軍の主は言われる。また報いのためでもなく解き放つ」と

**一四主はこう言われる、** 

たけの高いセバびととは 「エジプトの富と、エチオピヤの商品と、

彼らは鎖につながれて来て、あなたの前にひれ伏し、然のなたに来て、あなたのものとなり、あなたに従い、

あなたに願って言う、

このほかに神はなく、ひとりもない』」。 『神はただあなたと共にいまし、

ご自分を隠しておられる神である。 まことに、あなたは ェイスラエルの神、 救主よ、

ともに、あわてふためいて退く。 | 六偶像を造る者は皆恥を負い、はずかしめを受け、 1 もしかし、イスラエルは主に救われて、

> 『わたしを尋ねるのはむだだ』と言わなかった。 ヤコブの子孫に

まってきて、共に近寄れ。 集まってきて、共に近寄れ。 lo もろもろの国からのがれてきた者よ、 まっすぐな事を告げる。 主なるわたしは正しい事を語り、

「ゎゎたしは隠れたところ、地の暗い所で語らず、「わたしは主である、わたしのほかに神はない。

これを人のすみかに造られた主はこう言われる、

いたずらにこれを創造されず、

また地をも造り成し、これを堅くし、

三 あなたがたの言い分を持ってきて述べよ。 また共に相談せよ。 救うことのできない神に祈る者は無知である。 木像をにない、

だれが昔から告げたか。

この事をだれがいにしえから示したか。

わたし、すなわち主ではなかったか。

72

#### 第四六章

あなたがたが持ち歩いたものは荷となり、彼らの像は獣と家畜との上にある。 - ベルは伏し、ネボはかがみ、

わたしのほかに神はない。 わたしは義なる神、救主であって、 わたしのほかに神はない。 ニ 地の果なるもろもろの人よ、 こ かたしは神であって、ほかに神はないからだ。 かたしは神があって、ほかに神はないからだ。 かなってのひざはわが前にかがみ、 では、 でしていて言う、 で はわたしについて言う、 で 世、 きょう と。 ひとびと しかしてスラエルのみある』と。 ひとびと しかしイスラエルのよ孫は皆 と のしかしイスラエルの子孫は皆 と のしかしイスラエルの子孫は皆 と のとなる者は皆な受ける。

持って行って、その所に置き、そこに立たせる。せ彼らはこれをもたげて肩に載せ、これにひれ伏して拝む。 胎を出た時から、わたしに負われ、生れ出た時から、わたしに負われ、 в あなたがたは、 わたしをだれにたぐい、 白髪となるまで、あなたがたを持ち運ぶ。 四わたしはあなたがたの年老いるまで変らず、 重荷となった者を救うことができず 金細工人を雇って、それを神に造らせ、 はかりをもって、しろがねをはかり、 \* 彼らは袋からこがねを注ぎ出し、 だれと等しくし、だれにくらべ、 持ち運び、かつ救う。 わたしは造ったゆえ、必ず負い、 わたしに聞け。 三「ヤコブの家よ、 かえって、自分は捕われて行く。 疲れた獣の重荷となった。 かつなぞらえようとするのか。 イスラエルの家の残ったすべての者よ、 わたしに持ち運ばれた者よ、

わたしは救をシオンに与え、

わが救はおそくない。 その来ることは遠くない。 三わたしはわが救を近づかせるゆえ わたしはこの事をはかったゆえ、 必ず行う。 わたしはこの事を語ったゆえ、必ずこさせる。 遠い国からわが計りごとを行う人を招く。 こわたしは東から猛禽を招き、 『わたしの計りごとは必ず成り、 わたしは神である、わたしと等しい者はない。 わたしは神である、わたしのほかに神はない。 ヵいにしえよりこのかたの事をおぼえよ。 そむける者よ、この事を心にとめよ ^ あなたがたはこの事をおぼえ、よく考えよ。 また彼をその悩みから救うことができない。 人がこれに呼ばわっても答えることができない。 これはその所から動くことができない。 わたしに聞け。 わが目的をことごとくなし遂げる』と。 まだなされない事を昔から告げて言う、 このわたしは終りの事を初めから告げ、 三 心をかたくなにして、 救に遠い者よ、

わが栄光をイスラエルに与える」。

#### 第四七章

<sub>もく</sub> ェカルデヤびとの娘よ、 での名を万軍ない。 ではなる。 ではなる。 しゅ われわれをあがなう者は 三あなたの裸はあらわれ 顔おおいを取り去り、うちぎを脱ぎ、 となえられることはない。 カルデヤびとの娘よ、 黙してすわれ、また暗い所にはいれ。 あなたの恥は見られる。 すねをあらわして川を渡れ。 三石うすをとって粉をひけ、 あなたはもはや、やさしく、 下って、ちりの中にすわれ - 処女なるバビロンの娘よ、 わたしはあだを報いて、何人とをも助けない。 王座のない地にすわれ。 あなたはもはや、もろもろの国の女王と イスラエルの聖者である。 たおやかな女と

またその終りを思わなかった。またその終りを思わなかった。 へ楽しみにふけり、安らかにおり、 へわたしはわが民を憤り、 ことごとくあなたに臨む。 魔法の大いなる力をもってしても たといあなたが多くの魔術を行い、 すなわち子を失い、寡婦となる事は れこれらの二つの事は一日のうちに、 今この事を聞け。 また子を失うことはない」と言う者よ、 わたしは寡婦となることはない、 わたしのほかにだれもなく 心のうちに「ただわたしだけで、 せあなたは言った、 年老いた者の上に、はなはだ重いくびきを負わせた。 あなたはこれに、あわれみを施さず、 わが嗣業を汚して、これをあなたの手に渡した。 となえられることはない。 またたくまにあなたに臨む。 「わたしは、とこしえに女王となる」と。 ○あなたは自分の悪に寄り頼んで言う、

自分の身を炎の勢いから、火に焼き滅ぼされ、 かの天を分かつ者、星を見る者、ロールの大を分かつ者、星を見る者、ロールのではあるたは多くの計りごとによってうみ疲れた。 新月によって、あなたに臨む事を告げる者を あるいは成功するかもしれない、 多くの魔術とをもって立ちむかってみよ、 あなたは、それについて何も知らない。 滅びが、にわかにあなたに臨む、 なやみが、あなたを襲う、 あなたは心のうちに言った、 あなたを惑わした。 立ちあがらせて、あなたを救わせてみよ。 あるいは敵を恐れさせるかもしれない。 あなたは、それをつぐなうことができない。 あなたは、それをあがなうことができない。 あなたの知恵と、あなたの知識とは 四見よ、彼らはわらのようになって、 三あなたが若い時から勤め行ったあなたの魔法と、 こしかし、わざわいが、あなたに臨む、 「ただわたしだけで、わたしのほかにだれもない」と。 わたしを見る者はない」と。

救い出すことができない。

ひとりもあなたを救う者はない。
またその前にすわるべき火でもない。
またその前にすわるべき火でもない。
またその前にすわるべき火でもない。
またその前にすわるべき火でもない。
ななたが勤めて行ったものと、
はならはめいめい自分の方向にさすらいゆき、
ななたが勤めて行ったものと、
はならはめいめい自分の方向にさすらいゆき、
ななたが勤めて行ったものと、

#### 第四八章

マイスラエルの神に寄り頼む。

イスラエルの神に寄り頼む。

イスラエルの神をとなえるけれども、
主の名によって誓い、
主の名によってぎい、
主の名によってきい、
さればらはみずから聖なる都のものととなえ、
イスラエルの神をとなえるけれども、
これらはみずから聖なる。
ない。
イスラエルの神に寄り頼む。

東実をもってせず、正義をもってしない。 真実をもってせず、正義をもってしない。 真実をもってせず、正義をもってしない。

> 四わたしはあなたが、かたくなで、その首は鉄の筋 のでなければ、あなたは言うだろう、 そうでなければ、あなたは言うだろう、 そうでなければ、あなたは言うだろう、 そうでなければ、あなたは言うだろう、 でかば偶像がこれをしたのだ、 わが刻んだ像と、鋳た像がこれを命じたのだ』と。

あなたに聞かせよう。あなたに聞かせよう。あなたに聞かせよう。から新しい事、あなたがまだ知らない隠れた事をあなたがまだ知らない。 またがまだ知らないのか。 はないのか。 はないのか。 はないのか。 はないのか。 はないのか。 はないのが、 は

わたしはあなたが全く不信実で、へあなたの耳は、いにしえから開かれなかった。へあなたはこれを聞くこともなく、知ることもなく、『見よ、わたしはこれを知っていた』と。

生れながら反逆者ととなえられたことを

主のみこころをバビロンに行い、主の愛せられる彼はない。 - 四あなたがたは皆集まって聞け。 ヵわが名のために、わたしは怒りをおそくする。 わたしが呼ぶと、彼らはもろともに立つ。 これが手は地の基をすえ、 わたしはまた終りである。 わたしはそれだ、わたしは初めであり、 わたしに聞け。 三ヤコブよ、わたしの召したイスラエルよ ほかの者に与えることをしない。 わたしはわが栄光を どうしてわが名を汚させることができよう。 苦しみの炉をもってあなたを試みた。 しかし銀のようにではなくて、 一○見よ、わたしはあなたを練った。 あなたを断ち滅ぼすことをしない。 わが誉のために、わたしはこれをおさえて、 わが右の手は天をのべた。 こ わたしは自分のために、自分のためにこれを行う。

知っていたからである。

いま主なる神は、わたしとその霊とをつかわされた。それが成った時から、わたしはそこにいたのだ」。 そうすれば、あなたの平安は川のように、 その腕はカルデヤびとの上に臨む。 その名はわが前から断たれることなく、 彼はその道に栄える。 わたしは彼をこさせた。 わたしは彼を召した。 あなたの子孫は砂粒のようになって、 あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。 わたしは、あなたの利益のために、あなたを教え、 主はこう言われる、 わたしは初めから、ひそかに語らなかった。 元あなたのすえは砂のように、 あなたの義は海の波のようになり、 「ハどうか、あなたはわたしの戒めに聞き従うように。 「わたしはあなたの神、主である。 こもあなたのあがない主、イスラエルの聖者、 - ^ あなたがたはわたしに近寄って、これを聞け。 |五語ったのは、ただわたしであって、 滅ぼされることは

□ あなたがたはバビロンから出

■また、わたしに言われた、

とぎすました矢となして、

箙にわたしを隠された。

主は彼らのために岩から水を流れさせ、彼らは、かわいたことがなかった。 三主は言われた、 喜びの声をもってこれをのべ聞かせ、カルデヤからのがれよ。 また岩を裂かれると、水がほとばしり出た。 三主が彼らを導いて、さばくを通らせられたとき、 地の果にまで語り伝え、 「主はそのしもベヤコブをあがなわれた」と言え。 悪い者には平安がない」と。

第四 九章

三主はわが口を鋭利なつるぎとなし、 母の胎を出た時からわが名を語り告げられた。 母の胎を出た時からわが名を語り告げられた。 はれたしを生れ出た時から召し、 違いところのもろもろの民よ、耳を傾けよ。 わたしをみ手の陰にかくし、 海沿いの国々よ、わたしに聞け。

イスラエルの聖者なる主は、セイスラエルのあがない主、 わたしはあなたを、もろもろの国びとの光となして、 わが救を地の果にまでいたらせよう」と。 ヤコブのもろもろの部族をおこし、 いとも軽い事である。 イスラエルのうちの残った者を帰らせることは、 あなたがわがしもべとなって、

わが栄光をあらわすべきイスラエルである」と。 「あなたはわがしもべ、

四しかし、わたしは言った、 しかもなお、まことにわが正しきは主と共にあり、 益なく、むなしく力を費した。 わが報いはわが神と共にある」と。 「わたしはいたずらに働き、

ェヤコブをおのれに帰らせ、

イスラエルをおのれのもとに集めるために、

そのしもべとされた主は言われる。 わたしを腹の中からつくって

わが神はわが力となられた) 、わたしは主の前に尊ばれ、

た主は言われる、

78

「わたしは恵みの時に、あなたに答え、
\*\*\*

わたしはあなたを助けた。

わたしはあなたを与えて民の契約とし、

あなたを与えて民の契約とし、

本わたしは捕えられた人に『出よ』と言い、

ならは道すがら食べることができ、
すべての裸の山にも牧草を得る。
すべての裸の山にも牧草を得る。
また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らをあわれむ者が彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。また熱い風も、太陽も彼らを撃つことはない。おおものほとりに彼らを導かれるからだ。おおいたが、おおものいたが、かわくこともない。

その腹の子を、あわれまないようなことがあろうか。 主はその民を慰め、 またスエネの地から来る」。 見よ、人々は北から西から、 三見よ、人々は遠くから来る。 あなたを荒した者は、あなたから出て行く。 あなたの石がきは常にわが前にある。 わたしは、あなたを忘れることはない。 たとい彼らが忘れるようなことがあっても その苦しむ者をあわれまれるからだ。 三天よ、歌え、地よ、喜べ。 一へあなたの目をあげて見まわせ。 |tあなたを建てる者は、あなたをこわす者を追い越し、 - 5 見よ、わたしは、たなごころにあなたを彫り刻んだ。 「主はわたしを捨て、主はわたしを忘れられた」と。 回しかしシオンは言った、

ハ主はこう言われる

あなたを選ばれたゆえである」。

これは真実なる主、イスラエルの聖者が

もろもろの君は立って、拝する。

-もろもろの王は見て、立ちあがり、 人に侮られる者、民に忌みきらわれる者、

つかさたちのしもべにむかってこう言われる、

花嫁の帯のようにこれを結ぶ。
いるなたは彼らを皆、飾りとして身につけ、

彼らは皆集まって、あなたのもとに来る。

主は言われる、わたしは生きている、

その肩にあなたの娘たちを載せて来る。彼らはそのふところにあなたの子らを携え、彼 だれがこれらの者を育てたのか。わたしは捕われ、かつ追いやられた。 彼らはその顔を地につけて、あなたにひれ伏し、 見よ、わたしはひとり残された。 その王妃たちは、あなたの乳母となり、 III もろもろの王は、あなたの養父となり、 旗をもろもろの民にむかって立てる。 三主なる神はこう言われる、 これらの者はどこから来たのか』と」。 わたしは子を失って、子をもたない。 『だれがわたしのためにこれらの者を産んだのか。 三その時あなたは心のうちに言う、 わたしのために住むべき所を得させよ』と。 『この所はわたしには狭すぎる、 なおあなたの耳に言う、 このあなたが子を失った後に生れた子らは あなたを、のみつくした者は、はるかに離れ去る。 「見よ、わたしは手をもろもろの国にむかってあげ

> どうしてとしなりです。 この 勇士が奪った獲物を わたしを待ち望む者は恥をこうむることがない」。 しま のま もの はじ かっし かまであることを知る。 こうして、あなたはわたしが主であることを知る。

住む人の多いために狭くなり、

「ヵあなたの荒れ、かつすたれた所、こわされた地は、

どうして救い出すことができようか。暴君がかすめた捕虜をいるして取り返すことができようか。どうして取り返すことができようか。

はないでは、 になり、 は、 しっ。「勇士がかすめた捕虜も取り返され、いっし、 しかし主はこう言われる、 ここしかし主はこう言われる、

わたしはあなたと争う者と争い、暴君が奪った獲物も救い出される。

# 第五〇章

「わたしがあなたがたの母を去らせたその離縁 状は、- 主はこう言われる、

川は荒野となり、 見よ、わたしが、しかると海はかれ、 やしは救う力を持たないのか。 かたしは救う力を持たないのか。 荒布をもってそのおおいとする」。 その中の魚は水がないために、 こわたしが来たとき、 あなたがたの母は、その不義のために売られ、みなたがたは、その不義のために売られ、 教をうけた者のように聞かせられる。 また朝ごとにさまし、わたしの耳をさまして、 疲れた者を言葉をもって助けることを知らせ、 四主なる神は教をうけた者の舌をわたしに与えて、 ■わたしは黒い衣を天に着せ、 かわき死んで悪臭を放つ。 あがなうことができないのか。 わたしの手が短くて、 なぜひとりも答える者がなかったか。 わたしが呼んだとき、 なぜひとりもいなかったか。 あなたがたのとがのために出されたのだ。 わたしはどの債主にあなたがたを売りわたしたか。

どこにあるか。

顔をかくさなかった。いたしのほおをまかせ、かたしのひげを抜く者に、わたしのほおをまかせ、 わたしの所へ近くこさせよ。 ェしかし主なる神はわたしを助けられる。 ェ主なる神はわたしの耳を開かれた。 oga oba 見よ、彼らは皆衣のようにふるび、 だれがわたしを罪に定めるだろうか。 ヵ見よ、主なる神はわたしを助けられる。 わたしのあだはだれか、 われわれは共に立とう。 だれがわたしと争うだろうか、 へわたしを義とする者が近くおられる。 それゆえ、わたしは顔を火打石のようにした。 それゆえ、わたしは恥じることがなかった。 \*わたしを打つ者に、わたしの背をまかせ、 わたしは、そむくことをせず わたしは決してはずかしめられないことを知る。 しみのために食いつくされる。 退くことをしなかった。 ○あなたがたのうち主を恐れ、

そのしもべの声に聞き従い、

そのさばくを主の園のようにされる。

その荒野をエデンのように、

い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、おのれの神にたよる者はだれか。 こ 見よ、火を燃やし、たいまつをともす者よ、 な ひ ほのま なか きゅ と か はのがの中を歩め、 またその燃やした、たいまつをともす者よ、 な ないまったともするよ。

こうして、

その中に喜びと楽しみとがあり、

# 第五一章

苦しみのうちに伏し倒れる。

t義を知る者よ、

感謝と家の声とがある。

四わが民よ、わたしに聞け、
四わが民よ、わたしに聞け、
神学はおたしから出、
もかが養はもろもろの民の光となる。
もがが教は出て行った。
わががないでで、おもろもろの民の光となる。
もが教は出て行った。
やみをではわたしを待ち望み、わが腕に寄り頼む。
たるを持ち望み、カが腕に寄り頼む。
でんけばりでした。また下なる地を見よ。その中に住せ者は、ぶよのように死ぬ。しかし、わが教はとこしえにながらえ、わが養はくじけることがない。

悲しみと嘆きとは逃げ去る。彼らは喜びと楽しみとを得れ 龍を刺し貫いたのは、あなたではなかったか。 りゅうないり殺し、ラハブを切り殺し、 歌うたいつつ、シオンに帰ってきて、 さめよ、さめよ、力を着よ。 ヵ主のかいなよ、 あなたの造り主、主を忘れて、 I = 天をのべ、地の基をすえられた 草のようになるべき人の子を恐れるのか。 あなたは何者なれば、死ぬべき人を恐れ、 そのこうべに、とこしえの喜びをいただき こ主にあがなわれた者は、 あなたではなかったか。 あがなわれた者の過ぎる道とされたのは、 また海の深き所を、 さめて、いにしえの日、 昔の代にあったようになれ わが救はよろず代に及ぶ」。 こ「わたしこそあなたを慰める者だ。 しえたげる者が滅ぼそうと備えをするとき、 わが義はとこしえにながらえ、

自分の手をとる者がない。その育てたもろもろの子のなかに、 自分を導く者なく、

□ハその産んだもろもろの子のなかに、 あなたはさきに主の手から憤りの杯をうけて飲み、 その名を万軍の主という。 その波をなりどよめかすあなたの神、 その食物はつきることがない。 死ぬことなく、穴にくだることなく、 その憤りのゆえに常にひねもす恐れるのか。 荒廃と滅亡、ききんとつるぎ。 だれがあなたと共に嘆くだろうか よろめかす大杯を、滓までも飲みほした。 こうして、わたしは天をのべ、地の基をすえ、 <sup>- 九</sup>これら二つの事があなたに臨んだ― | セエルサレムよ、起きよ、起きよ、立て。 シオンにむかって、あなたはわが民であると言う」。 わが手の陰にあなたを隠した。 □☆ わたしはわが言葉をあなたの口におき、 | 五わたしは海をふるわせ、 |四身をかがめている捕われ人は、すみやかに解かれて、 しえたげる者の憤りはどこにあるか 主である。

彼らの越えていくにまかせた」。

ちまたのようにして、

第五二章

だれがあなたを慰めるだろうか。

彼らに満ちている。
主の憤りと、あなたの神の責めとは、 そしてあなたはその背を地のようにし 彼らはさきにあなたにむかって言った、 III わたしはこれをあなたを悩ます者の手におく。 あなたは再びこれを飲むことはない。 わが憤りの大杯を取り除いた。 あなたの手から取り除き、 「見よ、わたしはよろめかす杯を あなたの神、主はこう言われる、 三 あなたの主、おのが民の訴えを弁護される たみ うった べんご 酒にではなく酔っている者よ、これを聞け。 Ξ それゆえ、苦しめる者、 すべてのちまたのすみに横たわり、 網にかかった、かもしかのように、 IO あなたの子らは息絶えだえになり、 『身をかがめよ、われわれは越えていこう』と。

捕われたシオンの娘よ、

ーシオンよ、さめよ、さめよ、 ニ 捕われたエルサレムよ、 美しい衣を着よ。 豊なる都 エルサレムよ、 美しい衣を着よ。 豊はやあなたのところに、はいることがないからだ。 もはやあなたのところに、はいることがないからだ。 もはわれたエルサレムよ、 美しい衣を着よ。

84

よきおとずれを伝え、救を告げ、

イスラエルの神はあなたがたの

主はその民を慰め、声を放って共に歌え。 ちるもろの国びとの前にあらわされた。 彼らは目と目と相合わせて、共に喜び歌っている。 汚れた物にさわるな。 地のすべての果は、われわれの神の救を見る。 なんと麗しいことだろう。 言う者の足は山の上にあって、いもののとは山の上にあって、 主はあなたがたの前に行き、また、とんで行くにも及ばない。 三あなたがたは急いで出るに及ばない、 おのれを清く保て。 その中を出よ、主の器をになう者よ、 二去れよ、去れよ、そこを出て、 10主はその聖なるかいなを、 エルサレムをあがなわれたからだ。 ヵエルサレムの荒れすたれた所よ、 主がシオンに帰られるのを見るからだ。 へ聞けよ、あなたの見張びとは声をあげて \*\*\*

しんがりとなられるからだ。

こ 見よ、わがしもべは栄える。
こ しんがりとなられるからだ。
こ しんがりとなられるからだ。
こ たがれ かが かが なに驚いたように―― なれ がが かが なに驚いたように―― その姿は人の子と異なっていたからである―― その姿は人の子と異なっていたからである―― その姿は人の子と異なっていたからである―― その姿は人の子と異なっていたからである―― それは彼らがまだ伝えられなかったことを悟るからだ。
まだ聞かなかったことを悟るからだ。

シオンにむかって「あなたの神は王となられた」と

# 第五三章

- だれがわれわれの聞いたことを

には、だれにあらわれたか。 この腕は、だれにあらわれたか。 この腕は、だれにあらわれたか。 この腕は、だれにあらわれたか。 この腕は、だれにあらわれたか。 この腕は、だれにあらわれたか。 こではは主の前に若木のように育った。 かれわれの慕うべき姿がなく、威厳もなく、 かれわれの慕うべきでしさもない。 かれるは、でれてあらわれたか。 こではは毎られて人に捨てられ、 かなは毎られて人に捨てられ、

せ彼はしえたげられ、苦しめられたければの上におかれた。 おのおの自分の道に向かって行った。 おのおの自分の道に向かって行った。 おのおいなながれた。 彼は打たれ、しかるに、わ 口を開かなかった。 彼はみずから懲しめをうけて、われわれの不義のために砕かれたのだ。ましかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ その打たれた傷によって、かれわれに平安を与え、 彼は侮られた。われわれも彼を尊ばなかった。また顔をおおって忌みきらわれる者のように、 口を開かなかった。 四 また毛を切る者の前に黙っている羊のように、 ほふり場にひかれて行く小羊のように、 われわれはいやされたのだ。 わ まことに彼はわれわれの病を負い、 れわれの は暴虐なさばきによって取り去られた。 、神にたたかれ、苦しめられたのだと。われわれは思った、 悲しみをになった。 苦しめられたけれども、

その塚は悪をなす者と共にあった。その頃には偽りがなかったけれども、その口には偽りがなかったけれども、 しかも彼は多くの人の罪を負い、とがある者と共に数えられたからである。 これは彼が死にいたるまで、自分の魂をそそぎだし、彼は強い者と共に獲物を分かち取る。ぱんないないないないない。 その子孫を見ることができ、 主は彼を悩まされた。 n 彼は暴虐を行わず、 生けるものの地から断たれたのだと。 多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。 かつ主のみ旨が彼の手によって栄える。 その命をながくすることができる。 彼が自分を、とがの供え物となすとき、
ホボ ヒッッ゚ 彼はわが民のとがのために打たれて、 義なるわがしもべはその知識によって、 こ。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。 このしかも彼を砕くことは主のみ旨であ 三 それゆえ、わたしは彼に大いなる者と共に i)

その代の人のうち、

だれが思ったであろうか

婦であった時のはずかしめを、

# とがある者のためにとりなしをした。

#### 第五四章

寡婦であった。 しょれいあなたは若い時の恥を忘れ、からなった。 しょえしめられる 夫のない者の子は、
声を放って歌いよばわれ。
産みの苦しみをしなかった者よ、 売れすたれた町々をも住民で満たすからだ。 まりまり じゅうみん み かなたの子孫はもろもろの国を獲、 四恐れてはならない。 三あなたは右に左にひろがり、 惜しむことなく、あなたの綱を長くし、 = 「あなたの天幕の場所を広くし、 あなたは、はずかしめられることがない。 あわてふためいてはならない。 あなたは恥じることがない。 あなたの杭を強固にせよ。 あなたのすまいの幕を張りひろげ とついだ者の子よりも多い」と主は言われる。 「子を産まなかったうまずめよ、 きょうこ 歌 え。

> しばしわが顔を隠したけれども、^ あふれる憤りをもって、 全地の神ととなえられる。イスラエルの聖者であって + 「わたしはしばしばあなたを捨てたけれども、 また若い時にとついで出された妻を招くように 六捨てられて心悲しむ妻、 その名は万軍の主。 ы あなたを造られた者はあなたの夫であって、 大いなるあわれみをもってあなたを集める。 あなたの神は言われる。 主はあなたを招かれた」と あなたをあがなわれる者は、 あなたをあわれむ」と とこしえのいつくしみをもって 再び思い出すことがない。

そのように、わたしは再びあなたを怒らない、 再びあなたを責めないと誓った。 再び地にあふれさせないと誓ったが、 ヵ「このことはわたしにはノアの時のようだ。

あなたをあがなわれる主は言われる。

わたしはノアの洪水を、

ちょことうフレート・プランドで安を与えるわが契約は動くことがない」というできょう。またではなったから移ることなく、わがいつくしみはあなたから移ることなく、 見よ、わたしはアンチモニーであなたの石をすえ、慰めを得ない者よ、 その目的にかなう武器を造り出す鍛冶は、 - 六見よ、炭火を吹きおこして、 すべてあなたと争う者は、あなたのゆえに倒れる。 わたしによるのではない。 それはあなたに近づくことがないからである。 また恐怖から遠ざかる、 しえたげから遠ざかって恐れることはない。 I四あなたは義をもって堅く立ち、 あなたの子らは大いに栄える。 あなたの城壁をことごとく宝石で造る。 紅玉であなたの門を造り、 三めのうであなたの尖塔を造り、 サファイヤであなたの基をおき、 二 「苦しみをうけ、あらしにもてあそばれ あなたをあわれまれる主は言われる。 三あなたの子らはみな主に教をうけ、 ョたとい争いを起す者があっても 動いを もい もの

また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また荒し滅ぼす者も、わたしが創造した者である。また彼らがわたしから受ける韻 業であり、これが主のしもべらの受ける嗣 業であり、これが主のしもべらの受ける嗣 業であり、また彼らがわたしから受ける義である」とまな言われる。

-0山は移り、丘は動いても、

#### 第五五章

- 「さあ、

かわいている者は

なが、にきたれ。 金のない者もきたれ。 金のない者もきたれ。 来て買い求めて食べよ。 来て買い求めて食べよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。 われわれの神に帰れ、

また、もろもろの民の君とし、命令する者とした。また、もろもろの民の君とし、命令する者とした。とうすれば、良い物を食べることができる。そうすれば、あなたがたと、とこしえの契約を立てて、わたしは、あなたがたと、とこしえの契約を立てて、ダビデに約束した変らない確かな恵みを与える。四見よ、わたしは彼を立てて、もろもろの民への証人とし、命令する者とした。

これはあなたの神、主、あなたを知らない国民はあなたを知らない国民はあなたを知らない国民はあなたを知らない国民は

↑あなたがたは主にお会いすることのできるうちに、主があなたに光栄を与えられたからである。 イスラエルの聖者のゆえであり、

主を尋ねよ。

そうすれば、主は彼にあわれみを施される。
正らぬ人はその思いを捨てて、主に帰れ。
せ悪しき者はその道を捨て、
しゅんない。
となっています。
ないというない。
とないのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これの

主は言われる。
へわが題いは、あなたがたの道とは異なっているとわが道は、あなたがたの道とは異なっているとわが置い、あなたがたの思いとは異なり、主は豊かにゆるしを与えられる。

食べる者にかてを与える。種まく者に種を与え、

ここのように、わが口から出る言葉も、食べる者になてを生える

っ こっぱいきつ こをこせら のこうできなし、わたしの喜ぶところのことをなし、むなしくわたしに帰らない。

三あなたがたは喜びをもって出てきて、わたしが命じ送った事を果す。

安らかに導かれて行く。

II いとすぎは、いばらに代って生え、野にある木はみな手を打つ。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、

これは主の記念となり、ミルトスの木は、おどろに代って生える。

89

絶えることはない」。また、とこしえのしるしとなって、

# 第五六章

主はこう言われる

わが契約を堅く守る異邦人は――
けいやくかた。またいほうじん
すべて安息日を守って、これを汚さず、 まどろむことを好む者だ。 れ野のすべての獣よ、 わが祭壇の上に受けいれられる。 <sup>セ</sup>わたしはこれをわが聖なる山にこさせ、 主の名を愛し、そのしもべとなり、 たまた主に連なり、主に仕え、
しゅ つら 絶えることのない、とこしえの名を与える。 林におるすべての獣よ、来て食らえ。 すでに集められた者に加えよう」と。 ハイスラエルの追いやられた者を集められる わが家はすべての民のたみ 彼らの燔祭と犠牲とは、 みな、おしの犬で、ほえることができない。 主なる神はこう言われる、 わが祈の家のうちで楽しませる、 - 0 見張人らはみな目しいで、知ることがなく、 「わたしはさらに人を集めて、 析の家ととなえられるからである」。

この犬どもは強欲で、飽くことを知らない。

ないはまた悟ることのできない牧者で、 ないおのみな、おのれの利を求める。 こではらは互に言う、 こではらは互に言う、 こがでいるであるだろう、 であ、われわれは酒を手に入れ、 であ、われわれは酒を手に入れ、 であずき、きょうのようであるだろう、 あすも、きょうのようであるだろう、

# 第五七章

なお「望みがない」とは言わなかった。 この あなたは道の長いのに疲れても、 は かん かんした。 は またあなたの使者を遠くにつかわし、 またあなたの使者を遠くにつかわし、 またあなたの使者を遠くにつかわし、

ヵあなたは、におい油を携えてモレクに行き、

その裸を見た。

息は彼らを取り去る。
「はないないと、これで、いました。」というできます。
「風は彼らを運び去り、ないで、いました。」といます。
「はないないます。」というできます。 衰えることがなかった。 へりくだる者の霊をいかし、また心砕けて、へりくだる者と共に住み、 その名を聖ととなえられる者がこう言われる、 わが聖なる山をまもる。 しかしわたしに寄り頼む者は地を継ぎ、 I = あなたが呼ばわる時、 しかしこれらはあなたを益しない。 あなたはわたしを恐れなかったのではなかったか。 わたしが久しく黙っていたために、 わたしを覚えず、また心におかなかったのか。 あなたはおのが力の回復を得たので、 In いと高く、いと上なる者、とこしえに住む者、 Im 主は言われる、 三わたしはあなたの義と、あなたのわざを告げ示そう、 わが民の道から、つまずく物を取り去れ」と。 "土を盛り、土を盛って道を備えよ、"っち も のち そな こ あなたはだれをおじ恐れて、 偽りを言い、 わたしは高く、聖なる所に住み、

砕ける者の心をいかす。 三わが神は言われる その水はついに泥と汚物とを出す。 二0 しかし悪しき者は波の荒い海のようだ。 また彼を導き、慰めをもって彼に報い、 しかし彼はなおそむいて、 わが顔をかくして怒った。 いのちの息はわたしがつくったからだ。 霊はわたしから出、 静まることができないで、 わたしは彼をいやそう」と主は言われる。 わたしは彼をいやし、 わたしは怒って彼を打ち、 |+ 彼のむさぼりの罪のゆえに、 また絶えず怒らない。 | へわたしは彼の道を見た。 - ^ わたしはかぎりなく争わない、 よこしまな者には平安がない」と。 おのが心の道へ行った。

# 第五八章

神に近づくことを喜ぶ。
ならは正しいさばきをわたしに求め、
かが道を知ることを喜ぶ。 こ彼らは日々わたしを尋ね求め、ヤコブの家にその罪を告げ示せ。 見よ、あなたがたの断食の日になぜ、ごぞんじないのか』と。 義を行い、神のおきてを捨てない国民のように、 また悪のこぶしをもって人を打つためだ。 ただ争いと、いさかいのため、 四見よ、 その働き人をことごとくしえたげる。 おのが楽しみを求め、 われわれがおのれを苦しめたのに、 なぜ、ごらんにならないのか。 『われわれが断食したのに、 三彼らは言う、 わが民にそのとがを告げ、 あなたの声をラッパのようにあげ、 - 「大いに呼ばわって声を惜しむな。 あなたがたの断食の日には、 あなたがたの断食するのは

主の栄光はあなたりシンドー・・・あなたの義はあなたの前に行き、 自分の骨肉に身を隠さないなどの事ではない 裸の者を見て、これを着せ、 たわたしが選ぶところの断食は、
たんじき
たんじき 主に受けいれられる日と、となえるであろうか。 ヵ また、 あなたは、すみやかにいやされ、 へそうすれば、あなたの光が暁のようにあらわれ出て、 さすらえる貧しい者を、あなたの家に入れ、 セまた飢えた者に、あなたのパンを分け与え、 すべてのくびきを折るなどの事ではないか。 悪のなわをほどき、くびきのひもを解き、 あなたは、これを断食ととなえ、 荒布と灰とをその下に敷くことであろうか。 そのこうべを葦のように伏せ、 その声を上に聞えさせるものではない。 きよう、 しえたげられる者を放ち去らせ、 |の栄光はあなたのしんがりとなる。 あなたが呼ぶとき、主は答えられ、 あなたがたのなす断食は、

なたが叫ぶとき、

水の絶えない泉のようになる。

なずが、いずみのように、
あなたは潤った園のように、 主の聖日を尊ぶべき日ととなえ、安息日を喜びの日と呼び、 これ常にあなたを導き、 苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、 これを尊んで、 わが聖日にあなたの楽しみをなさず、 呼ぶようになる。 『市街を繕って住むべき所となす者』と 人はあなたを『破れを繕う者』と呼び、 あなたは代々やぶれた基を立て、 三あなたの子らは久しく荒れすたれたる所を興し、 あなたの骨を強くされる。 良き物をもってあなたの願いを満ち足らせ、 あなたのやみは真昼のようになる。 あなたの光は暗きに輝き、 三もし安息日にあなたの足をとどめ、 おのが道を行わず、

指をさすこと、悪い事を語ることを除き、もし、あなたの中からくびきを除き、もし、あなたの中からくびきを除き、『わたしはここにおる』と言われる。

# 第五九章

荒廃と滅亡とがその道にある。 彼らの思いは不義の思いであり、 ないかであり、 ない血を流すことに速い。 罪のない血を流すことに速い。 輝きを望んでら、っょうない。からのでも、暗きを見、われわれは光を望んでも、暗きを見、からいる。 彼らの手には暴虐の行いがある。 ないのわざは不義のわざであり、 ないがい であり、 まず きょく まきな その造る物をもって身をおおうことができない。その造る物をもって身をおおうことができない。 彼らはその道を曲げた。 ハ彼らは平和の道を知らず、 彼らはむなしきことを頼み、偽っ真実をもって論争する者がない。 卵が踏まれると破れて毒蛇を出す。たまごないであると破れて毒蛇を出す。 害悪をはらみ、不義を産む。 正義はわれわれに追いつかない。 <sup>ヵ</sup>それゆえ、 すべてこれを歩む者は平和 その行く道には公平がない。 せ彼らの足は悪に走り、 \* その織る物は着物とならない。 その卵を食べる者は死ぬ。 π彼らはまむしの卵をかえし、 公平は遠くわれわれを離れ を知らない。 偽りを語い くもの 巣を織る。

> それは、 偽りの言葉を心にはらんで、これがあることは、ころないと、そむきとを語り、 不義は、 とがは、 罪るは、 真昼でも、 救を望んでも、遠くわれわれを離れ去る。 公平を望んでも、きたらず、 強壮な者の中にあっても死人のようだ。
> 真昼でも、たそがれのようにつまずき、 目のない者のように手さぐりゆき 0 正義ははるかに立つ。 三われわれは、そむいて主をいなみ、 三われわれのとがは、あなたの前に多く、 こわれわれは皆くまのようにほえ、 四公平はうしろに退けられ、 退いて、われわれの神に従わず、 はとのようにいたくうめき、 れわれは盲人のように、かきを手さぐりゆき、 われわれを訴えて、 真実は広場に倒たが われわれがこれを知る。 われわれと共にあり、 れ 、あかしをなし それを言 いあらわす。

正直は、

はいることができないからである。

悪を離れる者はかすめ奪われる。

I 重真実は欠けてなく、

主は言われる、「わたしが彼らと立てる契約はこれである。 海沿いの国々にむかって報いをされる。敵にむかって報いをなし、 ヤコブのうちの、とがを離れる者に至る」と。 主は、せき止めた川を、日の出る方からその栄光を恐れる。 三つ主は言われる、 そのいぶきで押し流すように、こられるからである。 In こうして、人々は西の方から主の名を恐れ せき止めた川を、 あがなう者としてシオンにきたり、

それゆえ、ご自分のかいなをもって、勝利を得、 - 木主は人のないのを見られ、 その義をもって、おのれをささえられた。 仲に立つ者のないのをあやしまれた。
 公平がなかったことを喜ばれなかった。 主はこれを見て、 |七主は義を胸当としてまとい、

熱心を外套として身を包まれた。報復の衣をまとって着物とし、いいとうか、つった。

救のかぶとをその頭にいただき、

- ^ 主は彼らの行いにしたがって報いをなし、

あだにむかって怒り、

第六〇章

ら後とこしえに、あなたの口から、あなたの子らの口から、 あなたの上にあるわが霊、あなたの口においたわが言葉は、今

あな ゕ

たの子らの子の口から離れることはない」と。

四あなたの目をあげて見まわせ、 三もろもろの国は、あなたの光に来、 主の栄光があなたの上にあらわれる。しかし、あなたの上には主が朝日のごとくのぼられ = 見よ、暗きは地をおおい、 あなたの子らは遠くから来、 彼らはみな集まってあなたに来る。 もろもろの王は、 やみはもろもろの民をおおう。 主の栄光があなたの上にのぼったから。 あなたの光が臨み、 - 起きよ、光を放て。 のぼるあなたの輝きに来る。

海の富が移ってあなたに来、あなたの心はどよめき、かつ喜ぶ。

あなたの娘らは、かいなにいだかれて来る。

\*多くのらくだ、ミデアンおよびエパの若きらくだは もろもろの国の宝が、あなたに来るからである。

あなたをおおい

主の誉を宣べ伝える。シバの人々はみな黄金、シバの人々はみな黄金、

乳香を携えてきて、

ネバヨテの雄羊はあなたに仕え、

こうして、わたしはわが栄光の家を輝かす。わが祭壇の上にのぼって受けいれられる。

はとがその小屋に <雲のように飛び、

タルシシの船はいや先に
ホ海沿いの国々はわたしを待ち望み、 飛び帰るようにして来る者はだれか。

あなたの子らを遠くから載せて来、

あなたの神、主の名にささげ、また彼らの金銀を共に載せて来て、

主があなたを輝かされたからである。 イスラエルの聖者にささげる。

□○異邦人はあなたの城壁を築き、

わたしは怒りをもってあなたを打ったけれども、 彼らの王たちはあなたに仕える。タネ゙

> こあなたの門は常に開いて、 また恵みをもってあなたをあわれんだからである。

昼も夜も閉ざすことはない。

これは人々が国々の宝をあなたに携えて来、たがらになっている。 その王たちを率いて来るためである。 三あなたに仕えない国と民とは滅び、

その国々は全く荒れすたれる。

I = レバノンの栄えはあなたに来、

わが聖所をかざる。 いとすぎ、すずかけ、まつは皆共に来て、

またわたしはわが足をおく所を尊くする。

|四あなたを苦しめた者の子らは、

かがんで、あなたのもとに来、

あなたをさげすんだ者は、

あなたを主の都、 ことごとくあなたの足もとに伏し、

その中を過ぎる者もなかったが、 I あなたは捨てられ、憎まれて、 イスラエルの聖者のシオンととなえる。

わたしはあなたを、とこしえの誇

1々の喜びとする。

<あなたはまた、もろもろの国の乳を吸い、

また、あなたのあがない主、

そして主なるわたしが、あなたの救主、

王たちの乳ぶさを吸い、

ヤコブの全能者であることを知るにいたる。

# 第六一章

あなたのまつりごとを平和にし、

木の代りに青銅を、石の代りに鉄を携えてきて、き、かり、はどう、いし、かり、こうたずさ

くろがねの代りにしろがねを携え、これをしは青銅の代りに黄金を携え、

国外国人は立ってあなたがたの群れを飼い、世々すたれた所を再び建てる。 世々すたれた所を再び建てる。 荒れた町々を新たにし、 彼らの宝を得て喜ぶ。もろもろの国の富を食べ、 憂いの心にかえて、 われわれの神の役者と呼ばれ、たしかし、あなたがたは主の祭司ととなえられ 異邦人はあなたがたの畑を耕す者となり、 四彼らはいにしえの荒れた所を建てなおし、 それゆえ、 はずかしめにかえて、 二倍の賜物を受け、 もあなたがたは、さきに受けた恥にかえて、 さきに荒れすたれた所を興し、 植えられた者ととなえられる。 主がその栄光をあらわすために こうして、彼らは義のかしの木ととなえられ さんびの衣を与えさせるためである。 とこしえの喜びを得る。 ぶどうを作る者となる。 一倍の賜物を獲、 あなたがたはその地にあって その嗣業を得て楽しむ。

> 強奪と邪悪を憎み ハ主なるわたしは公平を愛し、

彼らと、とこしえの契約を結ぶからである。真実をもって彼らに報いを与え、 彼らの子らは、 れ彼らの子孫は、 もろもろの民の中に知られる。 もろもろの国の中で知られ、

これが主の祝福された民であることを認める。 すべてこれを見る者は

□ わたしは主を大いに喜び、 □ カたしは主を大いに喜び、

わが魂はわが神を楽しむ。

義の上衣をまとわせて、 主がわたしに救の衣を着せ、

花婿が冠をいただき、

花嫁が宝玉をもって飾るようにされたからである。 主なる神は義と誉とを、 こ 地が芽をいだし、園がまいたものを生やすように、

もろもろの国の前に、生やされる。

ーシオンの義が 朝日の輝きのようにあらわれいで、メッ゚ック ガルデ

昼も夜もたえず、もだすことのないようにしよう。から、ようからしはあなたの城壁の上に見張人をおいて、 花婿が花嫁を喜ぶようにはなせる。はなよめ、よろこ я若い者が処女をめとるように 主はあなたを喜ばれ、あなたの地は「配偶ある者」ととなえられる。 ■また、あなたは主の冠となる。 ■また、あなたは主の手にある麗しい冠となり、 四あなたはもはや「捨てられた者」と言われず、 新しい名をもってとなえられる。 =もろもろの国はあなたの義を見、 \* エルサレムよ あなたの神はあなたを喜ばれる。 あなたの子らはあなたをめとり、 あなたの地は配偶を得るからである。 あなたは「わが喜びは彼女にある」ととなえられ、 あなたの地はもはや「荒れた者」と言われず、 そして、あなたは主の口が定められる もろもろの王は皆あなたの栄えを見る。

エルサレムのために休まない。わたしはシオンのために黙せず

ルサレムの救が燃えるたいまつの様になるまで、

ハ主はその右の手をさし、 石を取りのけ。 土を盛り、土を盛って大路を設けよ。 民の道を備えよ。 一の門を通って行け、通って行け。 わが聖所の庭でこれを飲む」。 これを食べて主をほめたたえ、 異邦人に与えて飲ませない。 全地に誉を得させられるまで、 主に思い出されることを求める者よ、 また、あなたが労して得たぶどう酒を あなたの敵に与えて食べさせない。 お休みにならぬようにせよ。 ぶどうを集めた者は 大能のかいなをさして誓われた、 みずから休んではならない。 わたしは再びあなたの穀物を

「シオンの娘に言え、これの異にまで告げて言われた、まは地の果にまで告げて言われた、まない。」といる。これでは、これの果になっている。

わたしは怒りによって彼らを踏み、わたしと事を共にする者はなかった。

## <sup>弗</sup>六三章

tわたしは主がわれわれになされた

すべてのことによって、

主のいつくしみと、主の誉とを語り告げ、

その多くのいつくしみによって、また、そのあわれみにより、

イスラエルの家に施された

そして主は彼らの救主となられた。偽りのない子らである」と。外は言われた、「まことに彼らはわが民たいない。

彼らを携えられた。
ないです。
いにしえの日、つねに彼らをもたげ、 彼らの中に聖なる霊をおいた者はどこにいるか。海から携えあげた者はどこにいるか。 「その群れの牧者を、 思い出して言った、 このように、あなたはおのれの民を導いて 主の霊は彼らをいこわせられた。 lm 谷にくだる家畜のように、 つまずくことなく淵を通らせた者はどこにいるか。これはらを導いて、馬が野を走るように、 彼らの前に水を二つに分けて、ポペデ 三、栄光のかいなをモーセの右に行かせ こその時、民はいにしえのモーセの日を みずから彼らと戦われた。 主はひるがえって彼らの敵となり、 その聖なる霊を憂えさせたので、 みずから、とこしえの名をつくり、 10ところが彼らはそむいて

みずから栄光の名をつくられた」。
まとうか、天から見おろし、
その聖なる栄光あるすみかからごらんください。
あなたの熱心と、大能とはどこにありますか。
あなたのせつなる同情とあわれみとは
おさえられて、わたしにあらわれません。
「木たといアブラハムがわれわれを知らず、
イスラエルがわれわれを認めなくても、
あなたはわれわれの父です。
主よ、あなたはわれわれの父です。
もな、あなたはわれわれの父です。
かれわれのあながい主です。
われわれのあながい主です。
われわれの心をかたくなにして、
われわれの心をかたくなにして、
あなたを恐れないようにされるのですか。

そのみ前の使をもって彼らを救い、

その愛とあわれみとによって彼らをあがない、

n 彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて、

われわれはあなたによって、

あなたの聖所を獲て間もないのに、

「へあなたの聖なる民が、

お帰りください。

われわれのあだは、それを踏みにじりました。

あなたの嗣業である部族らのために、どうぞ、あなたのしもべらのために、

# 第六四章

となえられない者のようになりました。あなたの名をもって、あなたの名をもって、いにしえから治められない者のようになり、

となえられない者のようになりました。

ことうか、あなたが天を裂いて下り、 ことうか、あなたが震い動くように。 として、み名をあなたの前に山々が震い動くように。 として、み名をあなたのあだにあらわし、 ことうか、あなたが天を裂いて下り、

四いにしえからこのかた、
なされた時に下られたので、山々は震い動いた。
こあなたは、われわれが期待しなかったいまであった。

五あなたは喜んで義を行い、 耳に入れたこともなく、目に見たこともない。 ない。 このような事を行われたゅと聞いたことはなく、 このような事を行われたゅと聞いたことはなく、 あなたのほか神を待ち望む者に、

あなたを記念する者を迎えられる。あなたの道にあって、

見よ、あなたは窓られた、われわれは罪を犯した。われわれは欠しく罪のうちにあった。われわれは救われるであろうか。 たわれわれはみな汚れた人のようになり、われわれの正しい行いは、ことごとく汚れた衣のようである。ことごとく汚れた衣のようである。ことごとく汚れた衣のようである。ことごとく汚れた衣のようである。われわれの不義は風のようにわれわれを吹き去る。われわれの名を呼ぶ者はなく、おなたの名を呼ぶ者はなく、あなたはみ顔を隠して、われわれを顧みられず、われわれをおのれの不義の手に渡された。われわれな出まなが、あなたはわれわれのないまで、あなたはわれわれるない。あなたはわれわれるない。あなたはわれわれるないで、あなたは陶器師です。われわれのはないが、あなたはわれわれるない。

ヵ主よ、ひどくお怒りにならぬように、われわれはみな、み手のわざです。

四墓場にすわり、ひそかな所にやどり、

かわらの上で香をたき、

黙して、われわれをいたく苦しめられるのですか。 やお、あなたはみずからをおさえ、 こまよ、これらの事があっても こまよ、これらの事があっても こか。 これらの事があっても こか。 これらの事があっても こか。 これらの事があっても ことごとく荒れはてた。 ことが、あなたはみずからをおさえ、

# 第六五章

これたしはわたしを求めなかった者に いだされることを喜んだ。 見いだされることを喜んだ。 見いだされることを喜んだ。 見いだされることを喜んだ。 こよからはここにいる、わたしはここにいる」と。 こよからぬ道に歩み、 こよからぬ道に歩み、 自分の思いに従うそむける民に、 わたしはひねもす手を伸べて招いた。 この民はまのあたり常にわたしを怒らせ、 なかったない。 この民はまのあたり常にわたしを怒らせ、 でないで、 ないで、 ないで、 ないで、 ないの思いに従うそむける民に、 ないの民はまのあたり常にわたしを怒らせ、 でないで、 ないで、 な

t 彼らの不義と、彼らの先祖たちの不義とをそうだ、わたしは彼らのふところに、『わたしは黙っていないで報い返す。 丘の上でわたしをそしったゆえ、 <見よ、この事はわが前にしるされた、 とれらはわが鼻の煙、ひねもす燃える火である。 『それを破るな、その中に祝 福があるから』と言う。 彼らが山の上で香をたき、共に報い返す。 **ヵ言う、「あなたはそこに立って、** 豚の肉を食らい、 そのようにわたしは、わがしもべらのために行って、 ハ主はこう言われる、 そのふところに返す」と主は言われる。 わたしは彼らのさきのわざを量って、 わたしに近づいてはならない。 ことごとくは滅ぼさない。 わたしはあなたと区別されたものだから」と。 ぶどうのしるのあるのを見るならば、 -人がぶどうのふさの中に、

わたしはヤコブから子孫をいだし

運命の神にささげるあなたがたよ、混ぜ合わせた酒を盛って わたしの目に悪い事をおこない、わたしが語ったときに聞かず、 わたしの好まなかった事を選んだからだ」。 あなたがたはわたしが呼んだときに答えず、 あなたがたは皆かがんでほふられ つるぎに渡すことに定めた。 机を禍福の神に供え、 わが聖なる山を忘れ、 わたしを尋ね求めたわが民のものとなる。 アコルの谷は牛の群れの伏す所となって、 わがしもべらはそこに住む。 わたしが選んだ者はこれを受けつぎ 三わたしは、あなたがたを こしかし主を捨て |〇シャロンは羊の群れの牧場となり、 見よ、わがしもべたちは食べる、 三それゆえ、主なる神はこう言われる、 わがしもべたちは飲む、 あなたがたは飢える。

ユダからわが山々を受けつぐべき者をいだす。

見よ、わしかし、 真実の神によっておのれの祝福を求め、おのれのために祝福を求める者は、 ほかの名をもって呼ばれる。 さきの事はおぼえられることなく、 主なる神はあなたがたを殺される。 しかし、あなたがたは恥じる。 さきの悩みは忘れられて、とわが目から隠れうせるからで 地にあって誓う者は、真実の神をさして誓う。 しかし、おのれのしもべたちを わが選んだ者には、のろいの文句となり、 たましいの悩みによって泣き叫ぶ。 |四見よ、わがしもべたちは心の楽しみによって歌う、 | セ見よ、わたしは新しい天と、 l + それゆえ、地にあって | 五あなたがたの残す名は しかし、あなたがたは心の苦しみによって叫び、 わがしもべたちは喜ぶ、 あなたがたはかわく。 新たら い地とを創造する。

とこしえに楽しみ、喜びを得よ。^^^ しかし、あなたがたはわたしの創造するものにより、

心に思い起すことはない。

であることはない」と主は言われる。 やぶることはない」と主は言われる。 へびはちりを食物とする。 ししは牛のようにわらを食らい、 ししは牛のようにわらを食らい、

見<sup>み</sup>よ、

わたしはエルサレムを造って喜びとし、

その民を楽しみとする

# 第六六章

主はこう言われる、

おのが命の日を満たさない老人とは、このわずか数日で死ぬみどりごと、

泣く声と叫ぶ声は再びその中に聞えることはない。

「ヵわたしはエルサレムを喜び、わが民を楽しむ。

「天はわが位、地はわが足台である。「天はわが位、地はわが足台である。」
あなたがたはわたしのためにどんな家を建てようとするのあなたがたはわたしのためにどんな家を建てようとするのか。
またどんな所がわが休み所となるのか」。
またどんな所がわが休み所となるのか」。
これらの物はことごとくわたしのものである。
これらの物はことである。
これらの物はことである。
これらの物はことである。

その苦しみの来ない前に男子を産んだ。セシオンは産みの苦しみをなす前に産み、 <sup>キ</sup>間けよ、町から起る騒ぎを。 国あなたがた、主の言葉に恐れおののく者よ、 わたしの好まなかった事を選んだからである」。 これはおのが道を選び、 わたしの目に悪い事を行い、わたしが語ったときに聞くことをせず、 主がその敵に報復される声を。 宮から聞える声を。 しかし彼らは恥を受ける。 われわれにあなたがたの喜びを見させよ』と。 あなたがたをわが名のために追い出して言った、 主の言葉を聞け、 これは、 四わたしもまた彼らのために悩みを選び、 その心は憎むべきものを楽しむ。 また偶像をほめる者である。 『願わくは主がその栄光をあらわして 「あなたがたの兄弟たちはあなたがたを憎み、 わたしが呼んだときに答える者なく、

乳香を記念としてささげる者は、

^ だれがこのような事を聞いたか、 またその豊かな栄えから 乳を吸って飽くことができ、 彼女と共に喜び楽しめ。 胎をとざすであろうか」と 主は言われる。 産ませないことがあろうか」 れわたしが出産に臨ませて しゅっさん のぞ その子らを産んだ。 だれがこのような事どもを見たか すべて彼女のために悲しむ者よ、 あなたの神は言われる。 しかし、 〇「すべてエルサレムを愛する者よ、 「わたしは産ませる者なのに ニーあなたがたは慰めを与えるエ つの国民はひと時に生れるだろうか。 つの国は一日の苦しみで生れるだろうか。 シオンは産みの苦しみをするやいなや と ルサレムの乳ぶさから

飲んで楽しむことができるからだ」。

な共に絶えうせる」と主は言われる。

「へ「わたしは彼らのわざと、彼らの思いとを知っている。 は来て、すべての国民と、もろもろのやからとを集める。

彼n わら た

二四

あるものに従い、豚の肉、憎むべき物およびねずみを食う者はみ」は「みずからを聖別し、みずからを清めて園に行き、その中に「ま」のすからを理別し、みずからを清めて園に行き、その中に 火の炎をもって責められる。激しい怒りをもってその憤りをもらし. 「、主は火をもって、またつるぎをもって、 主の手はそのしもべらと共にあり、あなたがたの骨は若草のように栄える。 ひざの上であやされる。 すべての人にさばきを行われる。 その車はつむじ風のようだ。 In見よ、主は火の中にあらわれて来られる。 その憤りはその敵にむかっていることを知る。 |四あなたがたは見て、 心 喜び、 あなたがたはエルサレムで慰めを得る。 わたしもあなたがたを慰める。 三母のその子を慰めるように、 あなたがたは乳を飲み、 主に殺される者は多い」。 もろもろの国の富を与える。 腰に負われ

> 車まる ず、わが栄光を見ない遠くの海沿いの国々につかわす。彼らはず、わが栄光を見ない遠くの海沿いの国々につかわす。彼らは弓をひくプトおよびルデ、トバル、ヤワン、またわが名声を聞からないく こさせ、 ルの子らが清い器に供え物を盛って主の宮に携えて来るよう わが栄光をもろもろの国民の中に伝える。この彼らはイスラエ を立てて、のがれた者をもろもろの国、すなわちタルシシ、よく は来て、わが栄光を見る。「ヵわたしは彼らの中に一つのしるし た彼らの中から人を選んで祭司とし、レビびととする」と主は言 あなたがたの兄弟をことごとくもろもろの国の中から馬、 せ、主の供え物とする」と主は言われる。三 「わたしはまかご、騾馬、らくだに乗せて、わが聖なる山エルサレムに。。 ょ

みなぎる流れのように、

人に忌みきらわれる」。 のうじは死なず、その火は消えることがない。彼らはすべての 「彼らは出て、わたしにそむいた人々のしかばねを見る。 三三「新月ごとに、安息日ごとに、 すべての人はわが前に来て礼拝する」と ながくとどまる」と主は言われる。 あなたの子孫と、あなたの名は 主は言われる。 わたしの前にながくとどまるように、 い地が

# エレミヤ書

### 第一章

あなたを聖別し、あなたがまだ生れないさきに、

わたしに言われた、「ないないか知りません」。もしかし主はにすぎず、どのように語ってよいか知りません」。もしかし主はたその時わたしは言った、「ああ、主なる神よ、わたしはただ若者あなたを立て万国の預言者とした」。

あなたに命じることをみな語らなければならない。だれにでも、すべてわたしがつかわす人へ行き、「あなたはただ若者にすぎないと言ってはならない。

われた、「ならを恐れてはならない、」と言い、ならを恐れてはならない、「ならを恐れてはならない、「ならを恐れてはならない、「ならを恐れてはならない、「ならを恐れてはならない、「ならを恐れてはならない、

「見よ、わたしの言葉をあなたの口に入れた。 こ 見よ、わたしはきょう、 あなたを万民の上と、万国の上に立て、 あるいは滅ぼし、あるいは預し、 あるいは違い、あるいは値えさせる」。

彼らを恐れてはならない。さもないと、わたしは彼らの前であたれる。また、わたしが命じるすべての事を彼らに告げよ。これ、おかれたしが命じるすべての事を彼らに告げよ。き、自分の手で作った物を拝したのである。「せしかしあなたはき、じょん に、わたしのさばきを彼らに告げる。彼らは他の神々に香をたべわたしは、彼らがわたしを捨てて、すべての悪事を行ったゆえ うが、あなたに勝つことはできない。わたしがあなたと共にいたを堅き城、鉄の柱、青銅の城壁とする。 1ヵ彼らはあなたと戦 なたをあわてさせる。「<見よ、わたしはきょう、この全国と、ユ ダの王と、そのつかさと、その祭司と、その地の民の前に、あない。 \*\*\* あなたを救うからである」と主は言われる。

わたしに従ったことを覚えている。

その刈入れの初穂である。

三イスラエルは主のために聖別されたもの、

すべてこれを食べる者は罪せられ

災にあう」と主は言われる。

を聞け。五主はこう言われる、 ヤコブの家とイスラエルの家のすべてのやからよ、

主の言葉

四

あなたがたの先祖は、

わたしになんの悪い事があるのを見て、

むなしいものに従って、 わたしから遠ざかり、

n 彼らは言わなかった、

むなしくなったのか。

『われわれをエジプトの地より導き出し、 荒野なる、穴の多い荒れた地

人の通らない、人の住まない地をかわいた濃い暗黒の地、

もわたしはあなたがたを導いて豊かな地に入れ. 通らせた主はどこにおられるか』と。

その実と良い物を食べさせた。

わたしの地を汚し、しかしあなたがたはここにはいって、

わたしの嗣業を憎むべきものとした。

ハ祭司たちは、

律法を扱う者たちはわたしを知らず、 『主はどこにおられるか』と言わなかった。

つかさたちはわたしにそむき

れそれゆえ、わたしはなお、あなたがたと争う、 益なき者に従って行った。
類言者たちはバアルによって預言し、 また人をケダルにつかわして、 □○「あなたがたはクプロの島々に渡ってみよ またあなたがたの子孫と争う」と主は言われる。 このようなことがかつてあったかを

益なきものと取り替えた。 おののけ、いたく恐れよ」と主は言われる。 三天よ、この事を知って驚け、 ところが、わたしの民はその栄光を こその神を神ではない者に取り替えた国があろうか。 つまびらかに、しらべてみよ。

自分で水ためを掘った。 二つの悪しき事を行ったからである。 すなわち生ける水の源であるわたしを捨てて、 □ 「それは、わたしの民が

水を入れておくことのできないものだ。それは、こわれた水ためで、 Im イスラエルは奴隷であるか、

それならなぜ捕われの身となったのか。 家に生れたしもべであるか。

> その町々は滅びて住む人もない。 その声を高くあげて、彼の地を荒した。 あなたのかしらの冠を砕いた。 |五ししは彼に向かってほえ、 こもあなたの神、主があなたを道に導かれた時、 - ^ メンピスとタパネスの人々もまた、

あなたは主を捨てたので、

この事があなたに及んだのではないか。 エジプトへ行くのは何のためか。 |<あなたがナイルの水を飲もうとして

またユフラテの水を飲もうとして、

「ヵあなたの悪事はあなたを懲しめ、 アッスリヤへ行くのは何のためか。

悪しくかつ苦いことであるのを見て知るがよい。 あなたが、あなたの神、主を捨てることの。 あなたの背信はあなたを責める。

二〇「あなたは久しい以前に自分のくびきを折り、 自分のなわめを断ち切って、

万軍の神、主は言われる。

わたしを恐れることがあなたのうちにないのだ」と

『わたしは仕えることをしない』と言った。 そして、すべての高い丘の上と、

三四あなたは荒野に慣れた野の雌ろばである、 あなたのしたことを知るがよい。 谷の中でのあなたの行いを見るがよい。 □□「どうしてあなたは、『わたしは汚れていない、 悪い野ぶどうの木となったのか。 三 わたしはあなたを、まったく良い種\*\* 遊女のように身をかがめた。 その月であればこれに会うことができる。 すべてこれを尋ねる者は苦労するにおよばない その欲情をだれがとどめることができようか。 その欲情のために風にあえぐ。 その道を行きつもどりつする。 あなたは御しがたい若いらくだであって バアルに従わなかった』と言うことができようか 主なる神は言われる。 三たといソーダをもって自ら洗い、 どうしてあなたは変って、 すぐれたぶどうの木として植えたのに、 Im あなたの足が、はだしにならないように、

すべての青木の下で、

のどが、かわかないようにせよ。ところが、あなたは言った、『それはだめだ、わたしは異なる国の者を愛して、それに従って行こう』と。
「天盗びとが捕えられて、はずかしめを受けるように、イスラエルの家は、はずかしめを受けるように、その祭司も、その可言者もみなそのとおりである。また石に向かって、『あなたはわたしの父です』と言い、また石に向かって、また石に向かって、の顔をわたしに向けない。しかし彼らが災にあう時は、しかしならが災にあう時は、しかしならが災にあう時は、しかしならが災にあう時は、「立って、われわれを救いたまえ』と言う。「立って、われわれを救いたまえ』と言う。「立って、われわれを救いたまえ』と言う。

もし彼らがあなたを救えるなら、

あなたが災にあう時、どこにいるのか。

mo 「わたしがあなたがたの子どもたちを これあなたがたは皆わたしにそむいている」と きは言われる。 されたがの町の数ほど多いからである。

彼らは戒めを受けず、打ったのはむだであった。

あなたがたのつるぎは、

た嫁はその帯を忘れることができようか。 ここおとめはその飾り物を忘れることができようか。 もはやあなたのところへは行かない』と言うのか。 もはやあなたのところへは行かない』と言うのか。 もはやあなたのところへは行かない』と言うのか。 を表表します。 を表表しまする。 だなおいであるうか。

いかにも巧みにその方に足を向ける。 MEI あなたは恋人を尋ねて、 わたしを忘れた日は数えがたい。 ところが、わたしの民の、

> 決してわたしに臨むことがない』と。 『四 また、あなたの着物のすそには 『のない貧しい人の命の血がついている。 罪のない貧しい人の命の血がついている。 まさ、あなたの着物のすそには のかも、すべてこれらの事にもかかわらず、 しかも、すべてこれらの事にもかかわらず、 しかも、すべてこれらの事にもかかわらず、 のからではない。 ないらい。 のからではない。 のからではない。 のからではない。 のがしたのではない。 のがしたのではない。 のがしたのではない。 のがしたのではない。 のがしたのではない。

言うことによって、わたしはあなたをさばく。あなたが『わたしは罪を犯さなかった』と

その道を変えようとするのか。
言、あなたはなぜ軽々しくさまよって、

あなたは彼らによって栄えることがないからだ。主があなたの頼みとする者どもを捨てられたので、ます。 たっ たっ まって あなたはまた両手を頭に置いて、そこから出て来る。エジプトにもまた、はずかしめを受ける。 あなたはアッスリヤに、はずかしめを受けたように、あなたはアッスリヤに、はずかしめを受けたように、

### 弗三章

その人はふたたび彼女に帰るであろうか。女が彼のもとを去って、他人の妻となるなら、「もし人がその妻を離婚し、「

背信のイスラエルがしたことを見たか。彼女はすべての高い丘はこと、ヨシヤ王の時、主はまたわたしに言われた、「あなたは、かのいか、」 あろうと思ったが、帰ってこなかった。その不信の姉妹ユダはわたしは、彼女がこのすべてを行った後、わたしの所に帰るでいた。 少しも恥じようとはしない。しかもあなたには遊女の額があり、 見<sup>み</sup>よ、 五永久に怒られるのですか、 ■それゆえ雨はとどめられ、春の雨は降らなかった。 荒野にいるアラビヤびとがするように、 なしうるかぎりのもろもろの悪を行った」。 終りまで憤られるのですか』と。 『わが父よ、あなたはわたしの若い時の友です。 四今あなたは、わたしを呼んで言ったではない あなたは姦淫の悪事をもって、この地を汚した。 あなたは覚のかたわらに座して恋人を待った。 姦淫を行わなかった所がどこにあるか ニ「目をあげてもろもろの裸の山を見よ、 はだか やま み しかもわたしに帰ろうというのか」と主は言わ あなたは多くの恋人と姦淫を行った。 彼女がこのすべてを行った後、かのじょ あなたはこう言ったけれども、 ħ

その地は大いに汚れないであろうか。

北にむかい、この言葉をのべて言うがよい、 ダよりも自分の罪の少ないことを示した。 Ξ あなたは行って こ 主はまたわたしに言われた、「背信のイスラエルは不信のユ 不信の姉妹ユダは真心をもってわたしに帰らない、ただ偽ってゞこん、こまに、まころ 不信の姉妹ユダは恐れず、自分も行って姦淫を行った。ヵ彼女ぶしん しまい まき じぶん い かんじん おじな からじょ からじょ からじょ からじょ のゆえに、離縁 状を与えて出したのをユダは見た。しかもそののゆえに、 のえんじょう また いるだけだ」と主は言われる。 て、この地を汚した。「〇このすべての事があっても、 にとって姦淫は軽いことであったので、石と木とに姦淫を行っ これを見た。<わたしが背信のイスラエルを、そのすべての姦気 『主は言われる、背信のイスラエルよ、 わたしの声に聞き従わなかったことを あなたの愛を惜しまず与えたこと、 すべての青木の下で異なる神々に わたしはいつくしみ深い者である。 あなたの神、主にそむいて I=ただあなたは自分の罪を認め、 わたしは怒りの顔をあなたがたに向けない、 いつまでも怒ることはしないと、主は言われる。 なおその

言いあらわせと、

、背信の子らよ、主は言われる。

四主は言われる、

たしはあなたがたの夫だからである。

あなたがたをシオンへ連れて行こう。町からひとり、氏族からふたりを取って、

はかさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これと覚えず、これを尋ねず、これを作らない。これを思い出さず、これを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。これを思い出さず、これを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。これを思い出さず、これを覚えず、これを尋ねず、これを作らない。これを思い出さず、これとが、これを見ったがたが地に増して多くなるとき、その日には、人々しよいさねて「主の契約の箱」と言わず、これを思い出さず、これのち主の名のもとにエルサレムに集まり、かさねて、かたくなに自分の悪い心に従うことはしない。「へその日には、ユダの家はイスラエルの家と一緒になり、北の地から出て、わたしがあなたがたの先祖たちに嗣業として与えた地に共に来る。がたの先祖たちに嗣業として与えた地に共に来る。がたの先祖たちに嗣業として与えた地に共に来る。

- ヵどのようにして、

主は言われる」。
というではいた。あなたがたはわたしにそむいた』と作信の妻が夫のもとを去るように、

わたしはあなたがたの背信をいやす」。 『背信の子どもたちよ、帰れ。

にいいて、このによりない。 LIII まことに、もろもろの丘は迷いであり、 あなたはわれわれの神、主であらせられます。 あなたはわれわれの神、主であらせられます。

山の山の駅さも同じてする。 は、イスラエルの救は まことに、イスラエルの救は まことが、われわれの神、主の声に従わなかったかれの神、主に罪を犯し、われわれの神、主の声に従わなかったかれの神、主の声に従わなかったかれの神、主に罪を犯し、われわれの神、主の声に従わなかったからです」。

### 第四章

主は言われる、「イスラエルよ

これを消す者はない」。わたしの怒りが火のように発して燃え、 - また真実と正義と正直とをもって、 やいぎ しょうじき わたしの前から取り除いて、ためらうことなく、 五ユダに告げ、 さもないと、 こう言われる、 三主はユダの人々とエルサレムに住む人々に 彼によって誇る」。 万国の民は彼によって祝福を受け、 『主は生きておられる』と誓うならば、 いばらの中に種をまくな。 『集まれ、われわれは堅固な町々へ行こう』と。「国中にラッパを吹き、大声に呼ばわって言え、 あなたがたの新田を耕せ、 あなたが憎むべき者を あなたがたの悪しき行いのために エルサレムに示して言え、

わたしのもとに帰らなければならない。

あなたが帰るならば

敷かれました。『あなたがたは安らかになる』と言われました。 荒野の裸の山からわたしの民の娘のほうに吹いてくる。これはゅらの はだが やま しんたみ むすめ こう告げられる、「熱い風がニーその時この民とエルサレムとはこう告げられる、「熱い 魚がし が、つるぎが命にまでも及びました」。 なる神よ、まことにあなたはこの民とエルサレムとをまったく。。 主の激しい怒りが、悲しみ嘆け。 避難せよ、とどまってはならない、 あなたの町々は滅ぼされて、 すでにその所から出てきた。 大いなる破滅をこさせるからだ。 わたしが北から災と ハシオンの方を示す旗を立てよ。 まだわれわれを離れないからだ」。 住む者もなくなる。 彼はあなたの国を荒そうとして、ポペ

あおぎ分けるためではなく、

清めるためでもない。三これより

ばきを告げる」。 もなお激しい風がわたしのために吹く。いまわたしは彼らにさ

その戦車はつむじ風のよう、 三見よ、彼は雲のように上ってくる。

その馬はわしの飛ぶよりも速い。

ああ、 われわれは滅ぼされる。 われわれはわざわいだ、

四エルサレムよ、あなたの心の悪を洗い い清めよ、

悪しき思いはいつまで そうするならば救われる。

あなたのうちにとどまるのか。

| ゙ ダンから告げる声がある、

| \* 国々の民に彼の来ることを告げ、

くにぐに たみ かれ く
エフライムの山から災を知らせている。

またエルサレムに知らせよ。

であかこむ者が遠くの国から来て、

それはわたしにそむいたからだと、主は言われる。 1+彼らは畑を守る者のようにこれを攻めかこむ。 ユダの町々にむかってその声をあげる。

「人あなたの道とその行いとが、

これはあなたの悪の結果で、まことに苦く、あなたの身にこれを招いたのだ。

あなたの心をつらぬく」。 わたしは苦しみにもだえる。 一九ああ、わがはらわたよ、

わがはらわたよ

ああ、 わが心臓の壁よ、

わたしの心臓は、はげしく鼓動する。

ラッパの声と、戦いの叫びを聞くからである。 わたしは沈黙を守ることができない、

IO 破壊に次ぐに破壊があり、

全地は荒され、

わたしの天幕はにわかに破られ、

三 いつまでわたしは旗を見、 はた み わたしの幕はたちまち破られた。

三「わたしの民は愚かであって、わたしを知らない。 またラッパの声を聞かなければならないのか。

彼らは愚鈍な子どもらで、悟ることがない。 

善を行うことを知らない」。 III わたしは地を見たが、

それは形がなく、またむなしかった。

三四わたしは山を見たが、みな震え、 天をあおいだが、そこには光がなかった。

もろもろの丘は動いていた。

シオンの娘のあえぐ叫びである。

目を塗って大きくするのは、なんのためかめの飾りで身をよそおい、 逃げて森に入り、岩に上る。
これどの町の人も、騎兵と射手の叫びのために 空の鳥はみな飛び去っていた。 三わたしは子を産む女のような声 町はみな捨てられ、そこに住む人はない。 そのすべての町は、主の前に、 三、わたしは見たが、豊かな地は荒れ地となり、 ういごを産む女の苦しむような声を聞いた。 あなたの命を求めている。 あなたの恋人らはあなたを卑しめ、 あなたが美しくしても、むだである。 IIO ああ、荒された女よ、あなたが紅の着物をき、 わたしは悔いない、またそれをする事をやめない」。 わたしがすでにこれを言い、これを定めたからだ。 IN このために地は悲しみ、上なる天は暗くなる。 これでれは主がこう言われたからだ、「全地は荒れ地となる。 その激しい怒りの前に、破壊されていた。 Im わたしは見たが、人はひとりもおらず、 しかしわたしはことごとくはこれを滅ぼさない。

わたしを殺す者らの前にわたしは気が遠くなる」と。両手を伸べて彼女は言う、「わたしはわざわいだ、

### 第五章

荒野から、おおかみが出てきて彼らを滅ぼす。 彼らの罪が多く、 ひょうは彼らの町々をねらっている。 へそれゆえ林から、ししが出てきて彼らを殺し、 そこから出る者はみな裂かれる。 なわめを断っていた。 ところが、彼らも皆おなじように、くびきを折り、

神でもないものをさして誓った。 ± 「わたしはどうしてあなたを その背信がはなはだしいからである。 あなたの子どもらは、わたしを捨てさり、 ゆるすことができようか。

おのおの、いなないて隣の妻を慕う。へ彼らは肥え太った丈夫な雄馬のように、 彼らは姦淫を行い、遊女の家に群れ集まった。かんいん おりな ゆうじょ いえ せ あっわたしが彼らを満ち足らせた時、

な ぽっぱっれらの事のために 彼らを罰しないでいられようか。

主は言われる。 ¯あなたがたはユダのぶどうの並み木の間を、

このような国民にあだを返さないであろうか」と

ただ、ことごとく滅ぼしてはならない。 のぼって行って、滅ぼせ、

その枝を切り除け、

主のものではないからである。

二 イスラエルの家とユダの家とは 三「彼らは主について偽り語って言った、 わたしにまったく不信であった」と主は言われる。

『主は何事もなされない、

災はわれわれに来ない、

I= 預言者らは風となり、彼らのうちに言葉はない。 またつるぎや、ききんを見ることはない。

彼らはこのようになる』と」。

「彼らがこの言葉を語ったので、ことば、かた」とはこう「四それゆえ万軍の神、主はころ 主はこう言われる、

わたしの言葉を火とし、この民をたきぎとする。 見よ、わたしはあなたの口にある

見よ、わたしは遠い国の民を「五主は言われる、「イスラエルの家よ、 火は彼らを焼き尽す」。

あなたがたはその国の言葉を知らず、その国は長く続く国、古い国で、またがたのところに攻めこさせる。

使うよみな勇士である。 「<その箙は開いた墓のようであり、 「Aでの語るのを悟ることもできない。

いせらはみな勇士である。

あなたの糧 食とを食い尽し、 ロー・ 彼らはあなたが刈り入れた物と、

あなたの羊と牛を食い尽し、あなたの羊と牛を食い尽し、

けんご、サークサークをほって、あなたが頼みとするまたつるぎをもって、あなたが頼みとするあなたのぶどうの木といちじくの木を食い尽し、

たは自分のものでない地で異邦の人に仕えるようになる』と」。とは言われる、「しかしその時でも、わたしはことごとくはあまたを滅ぼさない。」、あなたの民が、『どうしてわれわれの神、なたを滅ぼさない。」、あなたの民が、『どうしてわれわれの神、なたを滅ぼさない。」、あなたの民が、『どうしてわれわれの神、ない。」ないでは、「しかしその時でも、わたしはことごとくはあったは言われる、「しかしその時でも、わたしはことごとくはあったは言かれる、「しかしその時でも、わたしはことごとくはあったは言かれる、「しかしその時でも、わたしはことごとくはあった。」

こっこれをヤコブの家にのべ、

三 「愚かで、悟りもなく、またユダに示して言え、

耳があっても聞えない民よ、これを聞け。目があっても見えず、
なる。

三主は言われる、あなたがたはわたしを恐れないのか、「『ジュー』を表

国ところが、この民には強情な、そむくい。 いたしは砂を置いて海の境とし、 はさかまいても、勝つことはできない、 をしてができないようにした。 はなることができないようにした。 はなることができないようにした。 はなることができないようにした。

「四 彼らは『われわれに雨を与え、彼らはわき道にそれて、去ってしまった。 まところが、この民には強 情な、そむく心があり、 はりわたっても、これを越えることはできない。 いっぱん かんしょうしょう

われわれの神、主を恐れよう』とわれわれのために刈入れの時を定められたかれわれのために刈入れの時を定められたがの雨と春の雨を情にしたがって降らせ、

その心のうちに言わないのだ。われわれの神、主を恐れよう』と

III あなたがたのとがは、これらの事をしりぞけ、

鳥をとる人のように身をかがめてうかがい、これのが民のうちには悪い者があって、良い物があなたがたに来るのをさまたげた。あなたがたの罪は、

彼らの家は不義の宝で満ちている。まかごに鳥が満ちているように、これかごに鳥が満ちているように、わなを置いて人を捕える。

それゆえ、彼らは大いなる者、裕福な者となり、

### 第六章

その終りにはどうするつもりか。

ベテハケレムに合図の火をあげよ。 エルサレムの中から避難せよ。 エルサレムの中から避難せよ。

た。 こうせい かいには際限がない。 こうせい かいには際限がない。 また貧しい人の訴えをさばかない。 また貧しい人の訴えをさばかない。 また貧しい人の訴えをさばかない。 また貧しい人の訴えをさばかない。 また貧しい人の訴えをさばかない。 また貧しい人の訴えをさばかない。 まいしばこのような民に、 かたしはこのような民に、 かたしはこのような民に、 あだを返さないであろうか。 この 驚くべきこと、恐るべきことがこの地に起っている。 まげんしゃ いっか である さいであろうか」。 この 驚くべきこと、恐るべきことがこの地に起っている。 まげんしゃ いっか とない であろうか」。 かい民はこのようにすることを愛している。 もいでは、 かいこと いっか という かいまかん すいこう という かいまかん かいこと いっか という かいまかん かいこう かいこう という かいまかん かいまがん かいまかん かいまがん かいまがん かいまかん かいまがん かいまがん かいまかん かいまがん かい

| | 肥えて、

つやがあり、

これは罰すべき町である、そのうちにはただ圧制だけがある。 北から災が臨み、大いなる滅びが来るからである。 これたしは美しい、たおやかなシオンの娘を滅ぼす。 ででして、たいなるかな、日ははや傾き、 のでは、なが、は、なの間に攻撃しよう」。 一、たいなるかな、日ははや傾き、 ので、われわれは真昼に攻撃しよう」。 一、たいなるかな、日ははや傾き、 ので、われわれは真昼に攻撃しよう」。 をして、たいなるかな、日ははや傾き、 ので、たいなるかな、日ははや傾き、 ので、たいなるかな、日ははや傾き、 ので、たいなるかな、日ははや傾き、 ので、たいなるかな、日ははや傾き、 のでは、なが、なが、なが、は、なの間に攻撃しよう」。 をして彼なのもろもろの宮殿を破壊しよう」。 ではなくなった」。 をして彼なのもろもろの宮殿を破壊しよう」。 ではなくなった」。 ではなくなった」。 をして彼なのもろもろの宮殿を破壊しよう」。 ではなくなった。 がのじょ なが はなの間に攻撃しよう、 をして彼なのである。 ではなくなった」。 をはないたは彼女の木を切り倒し、 ではなくなった。 ではなくなった。 ではなくなった。 ではなくなった。 ではなくなった。 ではなが、はないかって墨を築け。

みな偽りを行っているからだ。また預言者から祭司にいたるまで、

みな不正な利をむさぼり、

見よ、彼らは主の言葉をあざけり、それを喜ばない。見よ、彼らの耳は閉ざされて、聞くことができない。 こ 彼らの家と畑と妻とは共に他人に渡る。年のひじように進んだ人も捕えられ、 れ万軍の主はこう言われる ばんぐん しゅ |= 「それは彼らが、小さい者から大きい者まで、 この地に住む者を撃つからである」と主は言われる。 わたしが手を伸ばして、 それを忍ぶのに、うみつかれている。 こそれゆえ、わたしの身には主の怒りが満ち、 ○わたしはだれに語り、だれを戒めて、聞かせようか。 あなたの手をふたたびその枝に伸ばせ」。 ぶどうを摘みとる人のように、 あなたを荒れ地とし、住む人のない地とする」。 イスラエルの残りの民をのこらず摘み取れ。 「ぶどうの残りを摘みとるように、 <sup>-</sup>それをちまたにいる子供らと、

| t わたしはあなたがたの上に見張びとを立て、『われわれはその道に歩まない』と言った。 『ラッパの音に気をつけよ』と言った。 そしてあなたがたの魂のために、安息を得よ。 彼らは倒れる」と主は言われる。 会衆よ、彼らにどのようなことが起るかを知れ。 良い道がどれかを尋ねて、その道に歩み、 わたしが彼らを罰するとき、 それゆえ彼らは倒れる者と共に倒れる。 しかし彼らは答えて、 しかし彼らは答えて、 いにしえの道につき、 また恥じることを知らなかった。 すこしも恥ずかしいとは思わず、 平安がないのに『平安、平安』と言っている。ヘンルルヘ |四彼らは、手軽にわたしの民の傷をいやし、 こへそれゆえ国々の民よ、聞け。 一六主はこう言われる、 |虽彼らは憎むべきことをして、恥じたであろうか。 われわれは気をつけることはしない』と言った。 あなたがたはわかれ道に立って、よく見、

13

「丸地よ、聞け。見よ、わたしはこの民に災をくだす。

人々は父も子も共にそれにつまずき、 シオンの娘よ、彼らは馬に乗り、 彼らは残忍で、あわれみがなく、 大いなる国民が地の果から興る。「見よ、民が北の国から来る、「「見よ、民が北の国から来る、 手は弱り、子を産む女に臨むようなで、より、ここの、まなので I型われわれはそのうわさを聞いて、 あなたを攻める」。 いくさ人のように身をよろって、 海のような響きを立てる。 三一彼らは弓とやりをとる。 三主はこう言われる、 隣り人もその友も滅びる』」。 『見よ、わたしはこの民の前につまずく石を置く、 三それゆえ主はこう言われる、 あなたがたの犠牲もうれしくはない。 あなたがたの燔祭はわたしには喜ばしくなく、 遠い国から、菖蒲が来るのはなんのためか。 このシバから、わたしの所に乳香が来、 わたしのおきてを捨てたからである。

> 灰の中にまろび、 これわが民の娘よ、荒布を身にまとい == 畑に出てはならない ニホふいごは激しく吹き、 歩きまわって人をそしる。 三、彼らはみな、強情な反逆者であって、 それをためすことができるようにするためである。 ニモ 「わたしはあなたを民のうちに立てて、 滅ぼす者が、にわかにわれわれを襲うからだ。 敵はつるぎを持ち、恐れが四方にあるからだ。 また道を歩いてはならない。 悩みと苦しみとに捕えられた。 彼らは青銅や鉄であって、 あなたが彼らの道を知り、 ためす者、試みる者とした。 ひとり子を失った時のように、悲しみ、いたく嘆け。 みな卑しいことを行う。

彼らがわたしの言葉に気をつけず、それは彼らのたくらみの実である。

IIO 主が彼らを捨てられたので、

悪しき者がまだ除かれないからである。

精錬はいたずらに進む。

鉛は火にとけて尽き、

彼らは捨てられた銀と呼ばれる」。

### 第七章

このなどがよび、またには、たい食いである。ニ「主の家の門にたいない。 世をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、門をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、門をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、門をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、門をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、門をはいるユダのすべての人よ、主の言葉を聞け。三万軍の主、中殿だ」という偽りの言葉を頼みとしてはならない。 中殿だ」という偽りの言葉を頼みとしてはならない。 中殿だ」という偽りの言葉を頼みとしてはならない。 中殿だ」という偽りの言葉を頼みとしてはならない。 中殿だ」という偽りの言葉を頼みとしてはならない。 中殿だ」という偽りの言葉を頼みとしてはならない。

たしの名をもって、となえられるこの家が、あなたがたの目にはすべてこれら憎むべきことを行うのは、どうしたことか。こったがとである。ヵ あなたがたは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バだである。ヵ あなたがたは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バだである。ヵ あなたがたは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バだである。ヵ あなたがたは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バだである。ヵ あなたがたは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バだである。ヵ あなたがたは偽りの言葉を頼みとしているが、それはむへ見よ、あなたがたは偽りの言葉を頼みとしているが、それはむ

「木あなたはこの民のために祈ってはならない。 たのすべての兄弟、すなわちエフライムのすべての子孫を捨て ちあなたがたが頼みとする所、わたしがあなたがたと、あなたが に、わたしの名をもって、となえられるこの家にも行う。 答えなかった。「8それゆえわたしはシロに対して行ったようたけれども、あなたがたは聞かず、あなたがたを呼んだけれども ことを行っている。 たように、 たの先祖に与えたこの所に行う。「五そしてわたしは、 とを見よ。 三 主は言われる、今あなたがたはこれらのすべての イスラエルの悪のために、わたしがその場所に対して行 三 わたしが初めにわたしの名を置いた場所シロへ行き、わが民 賊そ の 巣と見えるのか。 わたしの前からあなたがたをも捨てる。 あなたがたは聞かず、あなたがたを呼んだけれども またわたしはあなたがたに、 わたし自身、そう見たと主は言われる。 彼らの しきりに語っ あなたが すなわ いために つたこ

あなたの髪の毛を切って捨てよ、

加げ の 木き と、 地ち の産物とに注 ぐ。 怒りは燃えて消えることが な

心の計りごとと強情にしたがって歩み、悪くなるばかりで、 主の声に聞き従わず、その戒めを受けいれなかった国民である。え、あなたはこう彼らに言わなければならない、『これはその神、な い』と。このしかし彼らは聞き従わず、耳を傾けず、自分の悪いい』と。このしかし彼らは聞き従わず、耳を傾けず、自分の悪いわたしがあなたがたに命じるすべての道を歩んで幸を得なされた。 を日々彼らにつかわした。ましかし彼らはわたしに聞かず、 た日から今日まで、わたしはわたしのしもべである預言者たち を傾けないで強情になり、 て言った、『わたしの声に聞きしたがいなさい。そうすれば、わ 聞かない。 こせたといあなたが彼らにこのすべての言葉を語っても彼らは たしはあなたがたの神となり、あなたがたはわたしの民となる。 (実はうせ、 また彼らを呼んでもあなたに答えない。ニヘ それゆ 彼らの口から絶えた。 先祖たちにもまさって悪を行った。 耳みみ ある。

山の上に嘆きの声をあげよ。 お怒りになっている世の人を

地の獣の食物となり、これを追い払う者もない。三日そのときわいので、トペテに葬るからである。三三この民の死体は空の鳥といので、トペテに葬るからである。三三この民の死体は空の鳥とばないで、ほふりの谷と呼ぶ日が来る。それはほかに場所がなばないで、ほふりの谷と呼ぶ日が来る。それはほかに場所がな それゆえに見よ、その所をトペテ、またはベンヒンノムの谷と呼ばれる。 の声、花婿の声、花嫁の声を絶やす。この地は荒れ果てるからでいる。 はなむこうに はなよめ こえ たたしはユダの町々とエルサレムのちまたに、 喜びの声、楽しみたしはユダの 乗り乗り たそのようなことを考えたこともなかった。三主は言われる、 むすこ娘を火に焼いた。わたしはそれを命じたことはなく、ま た。三またベンヒンノムの谷にあるトペテの高き所を築いて、 IIO 主は言われる、ユダの民はわたし 名をもってとなえられる家に、憎むべき者を置いてそこを汚しな 主が、のでも 退け捨てられたからだ』。 の前に悪を行 わたし

### 第

め、また拝んだ、日と月と天の衆 群の前にさらされる。その骨や、その骨は墓より掘り出されて、ニ彼らの愛し、仕え、従い、求しなの骨は墓より掘り出されて、ニ彼らの愛し、仕え、従い、求いと、祭司たちの骨と、預言者たちの骨と、エルサレムに住むは、というと、その時ユダの王たちの骨と、そのつかさたちの「上は言われる、その時ユダの王たちの骨と、そのつかさたちの「しゅ」と

この悪しき民のうちの残っている残りの者はみな、 と、万軍の主は言われる。いやった場所で、生きることよりも死ぬことを願うようになるい は集める者も葬る者もなく、地のおもてに糞土のようになる。 わたしが追いったいなる。ヨ

人は倒れたならば、また起きあがらないであろうか。主はこう仰せられる、卑っかなたは彼らに言わなければならない。

я それにどうしてこの民は、 離れていったならば、帰ってこないであろうか。 なる。

帰ってくることを拒んでいる。常にそむいて離れていくのか。 \*わたしは気をつけて聞いたが、

彼らは正しくは語らなかった。 『わたしのした事は何か』という者はひとりもない。 その悪を悔いて、

+ 空のこうのとりでもその時を知り、 自分のすきな道に向かう。 

しかしわが民は主のおきてを知らない。 山ばとと、つばめと、つるはその来る時を守る。 どうしてあなたがたは、『われわれには知恵 心がある、

見よ、まことに書記の偽りの筆がまのおきてがある』と言うことができようか。

これを偽りにしたのだ。 n 知恵ある者は、はずかしめられ

見よ、彼らは主の言葉を捨てた、あわてふためき、捕えられる。

彼らになんの知恵があろうか
ボネ

その畑を征服者に与える。 はたけ せいざくしゃ あた はたけ せいさくしゃ あた こう それゆえ、わたしは彼らの妻を他人に与え、こっそれゆえ、わたしは彼らの妻を他人に与え、 それは彼らが小さい者から大きい者にいたるまで、

預言者から祭司にいたるまで、 みな不正な利をむさぼり、

みな偽りを行っているからである。

平安がないのに、『平安、平安』と言っている。(こ) 彼らは手軽に、わたしの民の傷をいやし、こ かれ

また恥じることを知らなかった。 すこしも恥ずかしいとは思わず、 三彼らは憎むべきことをして、 恥じたであろうか。

彼らは倒れると、主は言われる。ホホートをしが彼らを罰するとき、

それゆえ彼らは倒れる者と共に倒れる。

三主は言われる、 わたしが集めようと思うとき、

わが心はうちに悩む。

へわが嘆きはいやしがたく、

それはあなたがたをかむ」と主は言われる。

へびや、まむしをあなたがたのうちにつかわす。」ェ見よ、魔法をもってならすことのできない、

東さえ、しぼんでいる。 葉さえ、しぼんでいる。 神は、かれたしが彼らに与えたものも、 かたしが彼らに与えたものも、 神は、かけんご、また。 でいるのか。 集まって、堅固な町にはいり、 そこでわれわれはなす事もなく座しているのか。 作品でいる。 やこでわれわれはなず事もなく座しているのか。 まって、堅固な町にはいり、 そこでわれわれは深びよう。 たっかを飲ませられるのだ。 こまわれわれは平安を望んだが、良い事はこなかった。 いやされる時を望んだが、かえって恐怖が来た。 いやされる時を望んだが、かえって恐怖が来た。 でないかでする。 でないるの強い馬の声によって全地は震う。 ではらの強い馬の声によって全地は震う。 ではらの強い馬の声によって全地は震う。 ではらの強い馬の声によって全地は震う。 ではらの強い馬の声によって全地は震う。 ではらの強い馬の声によって全地は震う。 ではらの強い馬の声によって全地は震う。

ぶどうの木にぶどうはなく、

三ギレアデに乳香があるではない 三わが民の娘の傷によって、 この「刈入れの時は過ぎ、夏もはや終った、 異邦の偶像とをもって、わたしを怒らせたのか」。 それにどうしてわが民の娘は その所に医者がいるではないか。 シオンの王はそのうちにおられないのか」。 わたしは嘆き、うろたえる。 しかしわれわれはまだ救われない」。 わが民の娘の声があがるのを。 - 九聞け、地の全面から、 ザんめん いやされることがないのか。 なぜ彼らはその彫像と、 「主はシオンにおられないのか、 わが心は痛む。 か。

### 第九章

こああ、わたしが荒野に、 昼も夜も嘆くことができる。 昼も夜も嘆くことができる。 をも、後、後になる。 でき、まる、後になる。 いまなど、いずみ、ないのに。 から、はなど、いずみ、ないのに。 から、はなど、いずみ、ないのに。 から、はなど、いずみ、ないのに。 から、はなど、いずみ、ないのに。

不信のともがらだからである。ないないないでする者、ないないできる。去って行くことができる。 兄弟はみな、押しのける者であり、どの兄弟をも信じてはならない。 彼らは自分の舌に偽りを言うことを教え、まれ、しょくしょいっかい。真実を言う者はない。 五人はみな、その隣り人を欺き、 とな びと あぎむ 隣り人はみな、 四あなたがたはおのおの隣り人に気をつけよ。 彼らは悪より悪に進み、 = 彼らは弓をひくように、その舌を曲げる。 せそれゆえ万軍の主はこう言われる、 わたしを知ることを拒んでいると、 大しえたげに、 またわたしを知らないと、主は言われる。 真実ではなく、 偽りがこの地に強くなった。 偽りに偽りを積み重ね、いつね わたしは彼らを溶かし、 しえたげを積み重ね、 ののしって歩く者だからである。 試みる。 主は言われる。

そうすれば、

わたしは民を離れて

! 商の宿を得ることができればよ

いのに。

三知恵があって、これを悟ることのできる人はだれか。主の 先祖の教えたようにバアルに従った。「ヨそれゆえ万軍の主、イザペギー まっ ばんぐん しゅかなかったからである。「四彼らは強情に自分の心に従い、またかなかったからである。」四彼らは強情に自分の心に従い、また けか。これは言われる、「それは彼らの前にわたしが立てたお 荒野のようになり、通り過ぎる人もなくなったのはどういうわぁ。。。 きてを彼らが捨てて、わたしの声に聞き従わず、そのとおりに歩い の言葉をうけて、それを示す人はだれか。この地が滅ぼされて スラエルの神はこう言われる、見よ、 へ彼らの舌は殺す矢のようだ、 このほか、わが民をどうする 空の鳥も獣も皆逃げ去った。ここには牛、羊の鳴く声も聞えず、 その心では彼を待ち伏せる計りごとを立てる。 またユダの町々を荒して、住む人もない所とする」。 こわたしはエルサレムを荒塚とし、 これらは荒れすたれて、通り過ぎる人もない。 わたしがこのような民にあだを返さないだろうか。 n 主は言われる、これらのことのために、 その口ではおのおの隣り人におだやかに語るが、 それは偽りを言う。 | O 山のために泣き叫び、野の牧場のために悲しめ。 わたしが彼らを罰しないだろうか わが民をどうすることができよう。 わたしはこの民に、にがよ 山犬の巣とする。 口も

尽すまで、そのうしろに、つるぎをつかわす」。 知らなかった国びとのうちに彼らを散らし、また彼らを滅ぼし知らなかった国びとのうちに彼らを散らし、また彼らも、その先祖たちももぎを食べさせ、毒の水を飲ませ、 n 彼らも、その先祖たちももぎを食べさせ、毒の水を飲ませ、 n 彼らも、その先祖だちも

は言われる」。

とを知ることがそれである。わたしはこれらの事を喜ぶと、主とを知ることがそれである。わたしはこれらの事を喜ぶと、主によったいるようになり、
こまた別りれする人のうしろに残って、また別りれする人のうしろに残って、また別りれする人のうしろに残って、また別りれする人のうしろに残って、また別りれする人のうしろに残って、また別りれする人のうしろに残って、また別りれする人のうしろに残って、から、さとくあって、わたしを知っていること、わたしが主であって、地に、いつくしみと公平と正義を行っているからだ。

広場にいる若い人たちを殺そうとしているからだ。

広場にいる若い人たちを殺そうとしているからだ。

広場にいる若い人たちを殺そうとしているからだ。

ラエルの全家もみな心に割礼をうけていない者である」。 る。これらの国びとはみな割礼をうけていない者であり、イスは罰する。lk エジプト、ユダ、エドム、アンモンの人々、モアは罰する。lk エジプト、ユダ、エドム、アンモンの人々、モアは間れをうけても、心に割礼をうけていないすべての人をわたし割れをうけていないすべての人をわたし割れをうけていないすべての人をわたし割れをうけていないすべての人をわたし割れをうけていないすべての人をわたし割れをうけていない者である」。 その力のために大いなるものであります。

また幸をくだす力もないからだ」。 それは災をくだすことができず、 それを恐れるに及ばない。

## 第一〇章

ーイスラエルの家よ、 主はこう言われる、

主のあなたがたに語られる言葉を聞け。

=

四人々は銀や金をもって、それを飾り、木工の手で、おのをもって造ったものだ。 歩くこともできないから、 ェその偶像は、きゅうり畑のかかしのようで、 木工の手で、 彼らの崇拝するものは、林から切りだした木で、紫 ものを言うことができない。 くぎと鎚をもって動かないようにそれをとめる。 || 異邦の民のならわしはむなしいからだ。 あなたがたはそれを恐れてはならない。 また異邦の人が天に現れるしるしを恐れても、 |異邦の人の道に習ってはならない。

人に運んでもらわなければならない。 あなたは大いなる者であり、あなたの名も \*主よ、あなたに並びうる者はありません。 金はウパズから携えてくる。 その悟りをもって天をのべられた。 その知恵をもって世界を建て、 三主はその力をもって地を造り、

ばんこく ちょことであります。あなたを恐れるのは当然のことであります。 恐れない者がありましょうか。 t 万国の王であるあなたを、 その国々のうちにも、 万国のすべての知恵ある者のうちにも、

らなかった神々は地の上、天の下から滅び去る」と。 あなたがたは彼らに、こう言わなければならない、「天地を造って 彼らの着物はすみれ色と紫色である。
これらは工人と金細工人の工作である。 ハ彼らは皆、 れ銀ぱくはタルシシから渡来し、 偶像の教は、ただ木にすぎない。 万国はその憤りに当ることができない。 その怒りによって地は震いうごき、 これらはみな巧みな細工人の作った物である。 あなたに並びうる者はありません。 生きた神であり、永遠の王である。 10 しかし主はまことの神である。 愚かで鈍く、

21

もはやわたしの天幕を張る者はなく、これは悩みである。「まことに、これは悩みである。「まことに、これは悩みである。「まことに、これは悩みである。「まことに、これは悩みである。」と。わたしの傷は重い。

その偶像は偽り物で、
くらぞう いっち もの ために恥をこうむる。

すべての金細工人は

そのうちに息がないからだ。

三牧者は愚かであって、

幕を掛ける者もない。

三間けよ、うわさのあるのを。その群れはみな散り去っている。それゆえ彼らは栄えることもなく、

彼は雨のために、いなびかりをおこし、また地の果から霧を立ちあがらせられる。

天に多くの水のざわめきがあり、

I=彼が声を出されると、

わたしはいたでをうけた、

ああ、

わざわいなるかな

その倉から風を取り出される。

|四すべての人は愚かで知恵がなく、

正しい道にしたがって、怒らずに懲らしてください。 これはユダの町々を荒して山犬の巣とする。 これはユダの町々を荒して山犬の巣とする。 これはユダの町々を荒して山犬の巣とする。 はい はい その歩みを しょう きゅうと きゅうしゃ かんが、その歩みを しょう きゅうしゃ かんが、その歩みを しょう きゅうしゃ かんしを懲らしてください。 これはユダの町々を荒して山犬の巣とする。 これはユダの町々を荒して山犬の巣とする。

そのすみかを荒したからです。 これを食い尽して滅ぼし、 これを食いと、わたしは無に帰してしまうでしょう。

## 第一一章

こまからエレミヤに臨んだ言葉は言う、ニ「この契約の言葉を聞き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、き、ユダの人々とエルサレムに住む者に告げよ。三彼らに言え、きからないの方のものである。すなわち、その時わたしは彼らにじたところのもの声を聞き、あなたがたに命じるすべてのことを言った、わたしの声を聞き、あなたがたに命じるすべてのことを行うならば、あなたがたはわたしの民となり、わたしはあなたがたの神となる。五そして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と蜜たの神となる。五そして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と蜜うならば、あなたがたはわたしの民となり、わたしはあなたがたの神となる。五そして、わたしがあなたがたの先祖に、乳と蜜うならば、あなたがたはわたしの民となり、わたしはあなたがたの神となる。五そして、わたしがあなたがたの時わたしは、「主よ、仰せのとおりち今日のとおりである」。その時わたしは、「主よ、仰せのとおりち今日のとおりである」。その時わたしは、「主よ、仰せのとおりち今日のとおりである」。その時わたしは、「主よ、仰せのとおりちゃんだ。」

たました。これはわたしが彼らに行えと命じたない。と言いなさい。もわたしは、あなたがたの先祖をエジプト行え、と言いなさい。もわたしは、あなたがたの先祖をエジプト行え、と言いなさい。もわたしは、あなたがたの先祖をエジプトの地から導き出した時から今日にいたるまで、おごそかに彼らを戒め、絶えず戒めて、わたしの声に聞き従うようにと言った。を戒め、絶えず戒めて、わたしの声に聞き従うようにと言った。を戒め、絶えずばめて、わたしの声に聞き従うようにと言った。を戒め、絶えずばめて、わたしの声に聞き従うようにと言った。を戒め、絶えずばめて、わたしは、あなたがたの先祖をエジプトではなった。では、と言いなさい。これはわたしが彼らに行えと命じたをもって彼らを責めた。これはわたしが彼らに行えと命じたが、行わなかったものである」。

れ主はまたわたしに言われた、「ユダの人々とエルサレムに住むれきはまたわたしに言われた、「ユダの人々とエルサレムに住むた。」とを拒んだその先祖たちの罪に立ち返り、またほかの神々にどを拒んだその先祖たちの罪に立ち返り、またほかの神々におい。ニュダの町々とエルサレムに住む者の災の時にも決して彼らを救うことはできない。はらば、わたしは聞かなたの神々は、あなたの神々に呼び求めるが、これらは、彼らながそれに香をたいている神々に呼び求めるが、これらは、彼らながの時にも決して彼らを救うことはできない。ニュガの町々とエルサレムに住む者は、行って、自分たちがそれに香をたいている神々に呼び求めるが、これらは、彼らながそれに香をたいている神々に呼び求めるが、これらは、彼らながそれに香をたいている神々に呼び求めるが、これらは、彼らながそれに香をたいている神々に呼び求めるが、これらは、彼らながない。またもなたがななんの神々は、あなたの町の数ほどの祭壇を恥ずべき者のためにたはエルサレムのちまたの数ほどの祭壇を恥ずべき者のためにたなった。すなわちバアルに香をたくための祭壇である。

る。「+あなたを植えた万軍の主は、あなたに向かって災を言いきと共に、主はそれに火をかけ、その枝を焼き払われるのであしい青々としたオリブの木』と呼ばれたが、激しい暴風のとどろしい青々としたオリブの木』と呼ばれたが、激しい暴風のとどろきるであろうか。「\*主はあなたを、かつては『良い実のなる美きるであろうか。「\* 渡された。これはイスラエルの家とユダの家とが悪を行い、バヤをでいる。」もあなたを植えた万軍の主は、あなたに向かって災を言いる。」もあなた。 これは悪事を行った。誓願と犠牲の肉とがあなたに災を免れ らだ。」まわが愛する者は、わたしの家で何をするのか。すでに 「四それゆえ、この民のために祈ってはならない。また彼らの からのない。 めに泣き、あるいは祈り求めてはならない。彼らがその災の時にってない。 またん やきん しゅう この それゆえ、この民のために祈ってはならない。 また彼らのた アルに香をたいて、わたしを怒らせたからである」。 させることができるであろうか。それであなたは喜ぶことがで に、わたしに呼ばわっても、わたしは彼らに聞くことをしないか テの人々に災を下し、彼らを罰する年をこさせるからである」。 は、ききんで死に、三三だれも残る者はない。わたしがアナトゆたしは彼らを罰する。若い人はつるぎで死に、彼らのむすこのためない。それをするならば、あなたはわれわれの手にかかっならない。それをするならば、あなたはわれわれの手にかかっ

三それゆえ主はアナトテの人々についてこう言われる、彼らは あなたの命を取ろうと求めて言う、「主の名によって預言しては

あなたが彼らにあだをかえされるのを見させてください。

人の心と思いを探られる万軍の主よ、 EO 正しいさばきをし、 ばんぐん しゅ にの正しいさばきをし、

その名を人に忘れさせよう」。

わたしは自分の訴えをあなたにお任せしました。

わたしはそれを知った。 「<主が知らせてくださったので、

その時、 あなたは彼らの悪しきわざを

わたしに示された。

- ヵしかしわたしは

彼らがわたしを害しようと、彼らがわたしを害しようと、ほふられに行く、おとなしい小羊のようで、

彼らは言う、「さあ、木とその実を共に滅ぼそう。計りごとをめぐらしているのを知らなかった。」 生ける者の地から彼を絶って、

第一二章

あなたは常に正しい。 - 主よ、わたしがあなたと論じ争う時、

しかしなお、わたしはあなたの前に、

悪人の道がさかえ、 さばきのことを論じてみたい。

不信実な者がみな繁栄するのはなにゆえですか。 あなたが彼らを植えられたので

人々は言いました、 彼らを信じてはならない」。
ないが親しげにあなたに語ることがあっても、彼らが親しげにあなたに語ることがあっても、あなたを欺き、大声をあげて、あなたを追って \* あなたの兄弟たち、あなたの父の家のものさえ、 どうして騎馬の人と競うことができようか。 この地に住む者の悪によって、 四いつまで、この地は嘆き、 殺す日にそなえて、彼らを残しておいてください。 三主よ、あなたはわたしを知り、わたしを見、 ヨルダンの密林では、どうするつもりか。 もし安全な地で、あなたが倒れるなら、 я 「もしあなたが、徒歩の人と競争して疲れるなら、 と ほ ひと きょうそう っか 獣と鳥は滅びうせます。 どの畑の野菜も枯れていてよいでしょうか ほふるために羊を引き出すように、彼らを引き出し、 いかにあるかを試みられます。 わたしの心があなたに対して 「彼はわれわれの終りを見ることはない」と。 心はあなたから遠ざかっています。 (なたを欺き、大声をあげて、あなたを追っている。

彼らは口ではあなたに近づきますが、彼らは根づき、育って、実を結びます。な

主のつるぎが、地の、この果から、かの果までを滅ぼすのだ。ここ滅ぼす者どもが荒野のすべての、はげ山の上にきた。しかし、ひとりもこれを心に留める者はない。全地は荒れ地にされた。というでは、ためでは、これを心に留める者はない。全地は荒れ地がわたしに向かって嘆くのだ。

二 彼らはこれを荒れ地としてしまった。

わたしの麗しい地を荒れた野にした。

命あるものは安らかであることができない。

苦労してもなんの利益もない。(エーダルタードータークをまいて、いばらを刈り取る。) かん しき

主の激しい怒りによってである」。
彼らはその収穫を恥じるようになる。

| 四わたしがわが民イスラエルにつがせた嗣業に手を触れるする。| 本もし彼らを抜き出したのちに、また彼らをあわ出す。| 五わたしは、彼らを抜き出し、ユダの家を彼らのうちから抜き出が。| 五わたしは、彼らを抜き出したのちに、また彼らをあわれる。| 本もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名に帰らせる。| 本もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名に帰らせる。| 本もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名に帰らせる。| 本もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名に帰らせる。| 本もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名に帰らせる。| 本もし彼らがわたしの民の道を学び、わたしの名にらがわたしの民に教えてバアルをさして誓わせたようになるならがわたしの民に教えてバアルをさして誓わせたようになるならば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。| エしかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。| エしかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。| エしかし耳をからば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。| エもかしなるならば、彼らはわたしの民のうちに建てられる。| エもかして滅ぼすと、さない民があるときは、わたしはその民を抜き出して滅ぼすと、これによりない。

## 第一三章

んで言った、『「あなたが買って腰に結んでいる帯を手に取り、に従い、帯を買って腰に結んだ。』主の言葉は、再びわたしに臨に結べ。水につけてはならない」。』そこで、わたしは主の言葉に結べ。水につけてはならない」。』そこで、わたしは主の言葉はわたしにこう言われた、「行って、亜麻布の帯を買い、腰

立ってユフラテの#\*\*へいき、その所の岩の裂け目にこれを隠立ってユフラテの#\*\*ない。\*\*\*\*ない。\*\*\*\*なって、ユフラテの川へ行き、あなたに命じて、そこに隠させた帯をその所から取ってきなさい」。\*\*\*なって、ユフラテの川へ行き、地を掘って、隠した所から帯を取り出したが、その時、主の言葉がわたしに臨んだ、\*\*「主はこう仰せられる、\*\*\*なる高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしに言いた。これと同じように、わたしはユダの高ぶりとエルサレムの大いた。高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高ぶりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高がりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高がりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高がりを、破るのである。「○この悪しき民はわたしの言葉なる高がりを、なんの役にも立たなくなる」。こ 主は言われる、「帯が人のに着くように、イスラエルのすべての家とユダのすべての家とをわたしに着かせ、これをわたしの民とし、名とし、誉とし、栄えとしようとした。しかし彼らは聞き従おうともしなかっ、そうないのはいいの言葉の歌け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを問くなっている。彼らは、カースに、からないのように、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠し、なんの殺け目にこれを隠した。

彼らに言わなければならない、『主はこう言われる、見よ、わたならに言わなければならない、『酒つぼには、みな酒が満ちることをらはあなたに言うであろう、『酒つぼには、みな酒が満ちる』と。彼エルの神はこう言われる、酒つぼには、みな酒が満ちる』と。彼ニ『あなたはこの言葉を彼らに語らなければならない、『イスラニ『あなたはこの言葉を彼らに語らなければならない、『イスラ

いそうとも思わずに滅ぼす』と」。というとも思わずに滅ぼす』と」。と、言は言われる。わたしは彼らをあわれまず、惜しまず、かわと、言は言われる。わたしは彼らをあわれまず、惜しまず、かわし、「異彼らを互に打ち当てて砕く。父と子をもそのようにすると、「異彼らを互に打ち当てて砕く。父と子をもそのようにすると、「異ないない」という。

主がお語りになるからである。主がお語りになるからである。

またあなたがたの足が「<主がまだやみを起されないうちに、

主はそれを暗黒に変え、さもないと、あなたがたが光を望んでいる間に、あなたがたが光を望んでいる間に、あなたがたの神、主に栄光を帰せよ。夢にでいるできると、からいの山につまずかないうちに、

わたしの魂はひそかな所で、「もしあなたがたが聞かないならば、それを暗やみとされるからである。

また主の群れが、かすめられたために、あなたがたの高ぶりのために悲しむ。

まう たごう っ ないて、 涙を流すのである。わたしの目はいたく泣いて、 涙を流すのである。

麗しい冠はすでに「あなたがたは低い座にすわりなさい。「あなたがたは低い座にすわりなさい。」へ王と太后とに告げよ、

ユダはみな捕え移される、「カネゲブの町々は閉ざされて、これを開く人がない。あなたがたの頭々は閉ざされて、これを開く人がない。あなたがたの頭だり。

コタはみな捕え移される。

この「目とあげて、とり与いっくことごとく捕え移される。

この「目をあげて、北の方からくる者を見よ、

あなたに賜わった群れ、

三彼らがあなたの親しみ慣れた人たちを、あなたの麗しい群れはどこにいるのか。

あなたは何を言おうとするのか。あなたの上に立ててかしらとするとき

あなたの苦しみは、

子を産む女の苦しみのようでないであろうか

三あなたが心のうちに、

『どうしてこのようなことが

わたしに起ったのか』というならば

あなたの着物のすそはあげられあなたの罪が重いゆえに、

≡ エチオピヤびとは

はずかしめを受けるのだ。

その皮膚を変えることができようか。

もしそれができるならば、悪に慣れたあなたがたも、ひょうはその斑点を変えることができようか。

工

ルサレムの叫びはあがる。

民は地に座して嘆き、その町々の門は傾き、

ニ「ユダは悲しみ、

こもわたしはあなたの憎むべき行い、 偽りを頼みとしたからだ。 Im主は言われる、これがあなたに授けられた定め、 野の風に吹き散らされるもみがらのようにする。 あなたの清められるのはいつのことであろうか」。 エルサレムよ、あなたはわざわいだ、 あなたの恥をあらわす。 Ix わたしはまたあなたの着物のすそを顔まであげて. あなたがわたしを忘れて、 わたしが量ってあなたに与える分である。 三のわたしはあなたがたを散らし、

↑野ろばは、はげ山の上に立って、

草がないからである。

善を行うことができる。

恥じ、かつ当惑して、そのむなしい器をもって帰り、

三その君たちは、

しもべをつかわして水をくませる。

農夫は恥じて、その頭をおおう。四地に雨が降らず、土が、かわいて割れ四地に雨が降らず、土が、かわいて割れい、かつ当惑して、その頭をおおう。

かわいて割れたため、

я野にいる雌じかでさえも子を産んで、 。

これを捨てる。

セ主よ、われわれの罪がわれわれを訴えて草のないために、その目はくらむ。 いんがい こうじゅうしゅう こうじゅう はくらむ こうにあえぎ、 なぜ、 あなたに向かって罪を犯しました。われわれの背信の数は多く、われわれの背信の数は多く、あなたの名のために、事をなしてください。 ハイスラエルの望みなる主よ、 また一夜の宿りのために立ち寄る旅びとのようにいらや、やり 悩みの時の救主よ、 不利な証言をしても、 なさらねばならないのですか。 あなたはこの地に住む異邦の人のようにし、 あなたは、うろたえている人のようにし、

第

四

ひでりの事についてエレミヤに臨んだ主の言葉。

してしまう」。
してしまう」。
してしまう」。
してしまう」。
してしまう」。
してしまう」。
しかれたが、ききん、および疫病をもって、彼らを滅ぼえって、つるぎと、ききん、および疫病をもって、彼らを滅ぼれる。
このはない。このはのために恵みを祈ってはならない。このはのとがを覚え、その罪のとめに恵みを祈ってはない。というない。というない。というない。というない。というない。というない。というない。というない。

彼らは偽りの黙示と、役に立たない占い、および自分の心でつくない。 わたしはこの所に確かな平安をあなたがたに与える』とない。 わたしはこの所に確かな平安をあなたがたに与える』とない。 わたしはこの所に確かな平安をあなたがたに与える』とない。 わたしは言うとしている。 わたしは彼らをつかわさの名によって偽りの質言をしている。 わたしは彼らをつかわさの名によって偽りの質言をしている。 わたしは彼らをつかわさの名によって偽りの質言をしている。 わたしは彼らをつかわさい。 また彼らに命じたこともなく、 話したこともない。 ききんもこ言 わたしは言った、「ああ、主なる神よ、預言者たちはこの民に言 わたしは言った、「ああ、主なる神よ、強言者とはない。 ききんもこ

りあげた敷きをあなたがたに預言しているのだ。」まそれゆえ、わたしがつかわさないのに、わたしの名によって預言して、『つるぎとききんは、この地にこない』と言っているあの預言者について、主はこう仰せられる、この預言を聞く民は、ききんとつるぎとは、って、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げ捨てられる。だれもこれによって、エルサレムのちまたに投げといるのだ。」まそれゆえ、まずむものある。わたしが彼らの悪をその上に注ぐからである。

知るところがない』。
知るところがない』。
知言者も祭司も共にその地にさまよって、
はけんしゃ きいっともので病んでいる者がある。
つるぎで殺された者がある。
っるぎで殺された者がある。

さらないのですか。あなたはわれわれを撃ったのに、どうしていやしてはくだあなたの心はシオンをきらわれるのですか。「ヵあなたはまったくユダを捨てられたのですか。

われわれは平安を望んだが、良い事はこなかった。

いやされる時を望んだが、かえって恐怖が来た。
この主よ、われわれは自分の悪と、
とはずかしめないでください。
この主者のために、われわれを捨てないでください。
この主な、かれわれはあなたに罪を犯しました。
とはずかしめないでください。
あなたがわれわれにお立てになった契約を覚えて、それを破らないでください。
この主義があるみ位を
はずかしめないでください。
この主義があるみ位を
はずかしめないでください。
この主義があるみ位を
はずかしめないでください。
この主義があるからないでください。
この主義があるからないでください。
この主義があるからないでください。
この主義があるかませんか。
この主な、カれわれの違義、この主義があるであろうか。
この主な、カれわれの神々のうちに、
この主な、カれわれの神々のうちに、
この主な、カれわれの神々のうちに、
この主な、カれたないでください。

第一五章

あなたがこれらすべてのことをなさるからです。

われわれの待ち望むのはあなたです。

しの前から追い出し、ここを去らせよ。ニもし彼らが、『われわれの前に立っても、わたしの心はこの民を顧みない。彼らをわた「き」た」というしに言われた、「たといモーセとサムエルとがわたし」といっています。

なさい、はどこに行けばよいのか』とあなたに尋ねるならば、彼らに言いはどこに行けばよいのか』とあなたに尋ねるならば、彼らに言い

『主はこう仰せられる、『主はこう仰せられる、『主はこう仰せられる、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。『主は仰せられる、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりこに定められた者はききんに、とりこに定められた者はききんに、きまは仰せられる、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりである。わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりではのでは、わたしは四つの物をもって彼らを罰する。とりこに定められた者はを明こに行く』。

「主は仰せられる、わたしは四つの物をもってかませ、空の鳥と地すなわち、つるぎをもって殺し、犬をもってかませ、空の鳥と地すなわち、つるぎをもって殺し、犬をもってかませ、空の鳥と地すなが、エルサレムでした行いのゆえに、わたしは彼らを地のすべての国が見て恐れおののくものとする。

重エルサレムよ、だれがあなたをあわれむであろうか。 だれがふり返って、あなたの安否を問うであろうか。 だれがふり返って、あなたの安否を問うであろうか。 だれがふり返って、あなたはわたしを捨てた。 そしてますます退いて行く。 そしてますます退いて行く。 それゆえ、わたしは手を伸べてあなたを滅ぼした。 わたしはあわれむことには飽きた。 せわたしはこの地の門で、 なっない。

彼らがその道を離れなかったので、

代価を受けることはできない。それはあなたのすべての罪によ

青銅を砕くことができましようか。せいどう、くだ 祈り求めず、また敵のため、その悩みのときと、 災のときに、わいる まと でき しょう ちょうい ない かんしをのろう。 二 主よ、もしわたしが彼らの幸福をあなたに 10ああ、わたしはわざわいだ。わが母よ、あなたは、 この「わたしはあなたの富と宝を、ぶんどり物として他に与える。 いも、やむをえないでしょう。|= 人は鉄を、北からくる鉄やいも、やむをえないでしょう。|= 人はまで、またのであれば、彼らののろたしがあなたにとりなしをしなかったのであれば、窓 わたしは人に貸したこともなく、人に借りたこともないのに、皆な たしを産んだのか。全国の人はわたしと争い、わたしを攻める。 主は言われる」。
その残りの者は、これを敵のつるぎに渡すと 彼女は恥じ、うろたえた。 へわたしは彼らの寡婦の数をへわたしはならの寡婦の数を わが民を滅ぼした わたしは彼らの子を奪 べの砂よりも多くした。 なぜ、

によって火は点じられ、いつまでも燃え続けるからである」。 なたの知らない地で、あなたの敵に仕えさせる。 るので、領域内のいたる所にこのことが起る。1四わたしはあ 万軍の神、主よ、わたしは、心の楽しみとなりました。 あなたが憤りをもって あなたの手がわたしの上にあり、 ただひとりですわっていました。 すわることなく、また喜ぶことをせず、 わたしがあなたのために、 わたしを取り去らないでください。 あなたの寛容によって、 わたしを迫害する者に、あだを返し、 わたしを満たされたからです。 となえられている者です。 み言葉は、わたしに喜びとなり、 はずかしめを受けるのを知ってください。 わたしを覚え、わたしを顧みてください。 エーヒ わたしは笑いさざめく人のつどいに - ^ わたしはみ言葉を与えられて、 |五主よ、あなたは知っておられます。 あなたの名をもって それを食べました。 わたしの怒り

ハどうしてわたしの痛みは止まらず、

三わたしはあなたを悪人の手から救い、

あなたを救うからであると、

主は言われる。

無慈悲な人の手からあがなう」。

傷は重くて、なおらないのですか。 \*\*\*
あなたはわたしにとって、水がなくて人を欺く たにがあったが帰ってくるならば、 「もしあなたが帰ってくるならば、 もとのようにして、わたしの前に立たせよう。 もとのようにして、わたしの前に立たせよう。 もしあなたが、つまらないことを言うのをやめて、 \*\*\*

かたしの口のようになる。 というかに帰るのではない。 しかしあなたが彼らの所に帰るのではない。 しかしあなたが彼らの所に帰るのではない。 でわたしはあなたをこの民の前に、 というかまではない。 を関する。 を関する。 を関する。 を関する。 を関する。 を関する。 を対象なたを攻めても、 あなたに勝つことはできない。 あなたに勝つことはできない。

第一六章

む父たちとについて主はこう言われる、『彼らは死の病にかがらない。』というで生れるむすこ娘と、この地でこれを産む母たちと、これを生とってはならない。 またむすこ娘を持ってはならない。 』このとってはならない。 ぬ。彼らは葬られず、また彼らのために悲しむ者もなく、自分のあると、主は言われる。<大いなる者も小さき者も、この地に死 わたしは喜びの声と楽しみの声、花婿の声と花嫁の声とをこの またあなたは宴会をする家にはいって、人々と共にすわって食 パンをさいて、死者のためにこれを慰める者はなく、また父ある 身を傷つける者もなく、髪をそる者もない。ヒ悲しむ者のためにみ、きず 行って、それを悲しみ嘆いてはならない。わたしがこの民から **≖主はこう言われる、喪のある家に、はいってはならない。また** かって死に、哀悼する者もなく、埋葬する者もなく、地のおもて - 主の言葉はまたわたしに臨んだ、三「あなたはこの所で妻をめ れる、見よ、あなたの目の前で、あなたのなおこの世にいる間に、 い飲みしてはならない。ヵ万軍の主、イスラエルの神はこう言わい飲みしてはならない。ヵ万軍の主、イスラエルの神経 わたしの平安と、いつくしみと、あわれみとを取り去ったからで の死体は空の鳥と地の獣の食い物となる。 に、糞土のようになる。またつるぎと、ききんに滅ぼされて、そ 絶やしてしまう。

ヵ主は言われる、

見<sup>み</sup>よ、

わたしは多くの漁夫を呼んできて、

彼れ

い出し、あなたがたも、あなたがたの先祖も知らない地に行かせた。ここそれゆえ、わたしはあなたがたをこの地より追とはしない。ここそれゆえ、わたしはあなたがたをこの地より追 の神々に従い、これに仕え、これを拝し、またわたしを捨て、わずかながる」とが、これに仕え、これを拝し、またわたしを捨てて他『主は仰せられる、それはあなたがたの先祖がわたしを捨てて他」」。 \*\*\* る』と。 る。 る。 たはおのおの自分の悪い強情な心に従い、わたしに聞き従うこ どうしてですか。 なたに尋ねて、『主がわれわれにこの大きな災を宣告されるのはい。 たがたの先祖よりも、いっそう悪いことをした。 見よ、あなたが たしの律法を守らなかったからである。こあなたがたは、 か』と言うならば、こあなたは彼らに答えなければならない、 れわれの神、主にそむいて、われわれが犯した罪とはなんです 0 あなたがこのすべての言葉をこの民に告げるとき、 これはわたしがあなたがたにあわれみを示さないからであ その所であなたがたは昼夜、 われわれにどんな悪い所があるのですか。 ほかの神々に仕えるようにな 彼らが、 あな わ あ

である。
「四 主は言われる、その先祖に与えた彼らの地に導きかえすからわたしが彼らを、その先祖に与えた彼らの地に導きかえすかられた国々から導き出した主は生きておられる』という日がくる。れた国々から導き出した主は生きておられる』という日がくる。れた国々から導き出した主は生きておられる』とは言わないで、「五 『イスラエルの民を北が日本の方の地から導き出した主は生きておられる』とは言わないで、「五 正 は 言われる、それゆえ、見よ、こののち『イスラエルの民」とは言われる。

らをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろらをすなどらせ、また、そののち多くの猟師を呼んできて、もろいというない。

しの名が、主であることを知るようになる」。
しの名が、主であることを知るようになる」。
しの名が、主であることを知るようになる」。
しの名が、主であることを知るようになる」。
しの名が、主であることを知るようになる」。

## 第一七章

「ユダの罪は、鉄の筆、金剛石のとがりをもってしるされ、かれている。国わたしがあなたに与えた嗣業からあなたは手をはなすなの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の代価として、ぶんどり物とならなたの全領域の内で犯した罪の出の上にある祭壇とアシラのとがらない地で、あなたの対した。
は、こことは、大きなの罪は、鉄の筆、金剛石のとがりをもってしるされ、他に仕えさせる。わたしの怒りによって、火は点じられ、いつまでも燃え続けるからである」。

五主はこう言われる、 エ主はこう言われる、 エ主はこう言われる、 エ主はこう言われる、 エ主はこう言われる、 エ主はこう言われる、 エにはこう言われる、 エにはこう言われる。 エにはこう言われる、 エにはこう言われる。 エにはこう言われる。 エにはこう言われる。

というだん うらん ことはない。暑さにあっても恐れることはない。暑さにあっても恐れることはない。

たでは、ないです。

はなはだしく悪に染まっている。 れ 心はよろずの物よりも偽るもので、絶えず実を結ぶ」。

10「主であるわたしは心を探り、思いを試みる。だれがこれを、よく知ることができようか。

その行いの実によって報いをするためである」。おのおのに、その道にしたがい、

不正な財産を得る者がある。 こ しゃこが自分が産んだのではない卵を抱くように、こ しゃこが自分が産んだのではない卵を抱くように、

その人は一生の半ばにそれから離れて正な財産を得る者がある

て

三初めから高くあげられた栄えあるみ座はその終りには愚かな者となる。

こまたイスラエルの望みである主よ、われわれの聖所のある所である。

まな きの こと なあなたを捨てる者はみな恥をかき、

てれは生ける水の源である主を捨てたからです。それは生ける水の源である主を捨てたからです。あなたを離れる者は土に名をしるされます。

そうすれば、わたしはいえます。「四主よ、わたしをいやしてください、

するベニヤミンの門、およびエルサレムのすべての門に立って、 o 言いなさい、『これらの門からはいるユダの王たち、およびユ 「丸主はわたしにこう言われた、「行って、ユダの王たちの出入り 災の日を彼らにきたらせ、 彼らを恐れさせてください。 災のときに、あなたはわたしののがれ場です。 滅びを倍にして彼らを滅ぼしてください。

なった。

なった。

なった。

なった。

なった。

なった。

なった。 また災の日を願わなかったのを、 しかしわたしを恐れさせないでください。 わたしのくちびるから出たことは、 あなたはごぞんじです。 わたしはたって求めませんでした。 今、それを出して見せよ」と。 |五彼らはわたしに言います、 あなたはわたしのほめたたえる者だからです。 まどうか、わたしを恐れさせないでください |へわたしを攻め悩ます者をはずかしめてくださ 「主の言葉はどこにあるのか。 - 木悪をつかわされるようにとは、 み前にあります。

そうすれば、

わたしは救われます。

わたしをお救いください、

聖別して守りなさい。三回しかし彼らは従わず耳を傾けず、聞くらない。かたしがあなたがたの先祖に命じたように安息日をらない。わたしがあなたがたの先祖に命じたように安息日を 燔祭、犠牲、素祭、乳香、感謝祭をたずさえて主の家にはいる。はんざい ぎせい そさい にゅうき かんやさいの周囲、ベニヤミンの地、平地と山地およびネゲブから来ていまうい この主は言われる、もしあなたがたがわたしに聞き従い、安息日ニ四主は言われる、もしあなたがたがわたしに聞き従い、安息日しゅ い を聖別して守ることをせず、安息日に荷をたずさえてエルサレせいとった。 せいべつ ましあなたがたがわたしに聞き従わないで、安息日ニセしかし、もしあなたがたがわたしに聞き従わないで、あんそくにち 人が住むようになる。 =< また人々はユダの町々やエルサレム てこの町の門からはいることができる。そしてこの町には長く かさたち、ユダの人々、エルサレムに住む者は、 に荷をたずさえてこの町の門にはいらず、安息日を聖別して、ないできた。 まき また まんきん ないこう しゅうしょ しょくしゃ せいくつ ことも、一戒めをうけることをも強情に拒んだ。 の家から荷を運び出してはならない。なんのわざをもしてはなレムの門にはいってはならない。三また安息日にあなたがた るがよい。 聞きなさい。三 主はこう言われる、命が惜しいならば気をつけ ダのすべての民とエルサレムに住むすべての者よ、 とがない』。 ルサレムのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。その火は消えるこ んのわざをもしないならば、ニェダビデの位に座する王たち、 ムの門にはいるならば、わたしは火をその門の中に燃やして、エ 安息日に荷をたずさえ、またはそれを持ってエルサ 車と馬に乗っ 主の言葉 つ

## 第一八章

手の中で仕損じたので、彼は自分の意のままに、それをもってほて、ないしまえといれたが、四粘土で造っていた器が、その人のろくろで仕事をしていたが、四粘土で造っていた器が、その人のせよう」。= わたしは陶器師の家へ下って行った。 見ると彼は、せよう」。= わたしは陶器師の家へ下って行った。 見ると彼は、 て行きなさい。そのかったしはあなたにわたしの言葉を聞かったからエレミヤに臨んだ言葉。ニ「立って、陶器師の家に下っきからエレミヤに臨んだ言葉。ニ「立って、陶器師の家に下っ かの器を造った。

□ もしその国がわたしの目に悪と見えることを行い、わたしのは、わたしが民または国を建てる、植えるということがあるが、 にできないのだろうか。イスラエルの家よ、陶器師の手に粘土スラエルの家よ、この陶器師がしたように、わたしもあなたがた がたに災を下そうと工夫し、あなたがたを攻める計りごとを立者に言いなさい、『主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたま。 い 声に聞き従わないなら、わたしはこれに幸を与えようとしたこ るが、<もしわたしの言った国がその悪を離れるならば、 には、わたしが民または国を抜く、破る、滅ぼすということがあ とを思いかえす。こそれゆえ、ユダの人々とエルサレムに住む。 はこれに災を下そうとしたことを思いかえす。ヵまたある時にはこれに災を下そうとしたことを思いかえす。ヵまたある時に があるように、あなたがたはわたしの手のうちにある。 あなたがたはおのおのその悪しき道を離れ、その道 でもある時 · わたし

と行いを改めなさい』と。

します』と。 るところに従い、おのおのその悪い強情な心にしたがって行動ことしかし彼らは言う、『それはむだです。われわれは自分の図

異邦の民のうちのある者に尋ねてみよ、 **一四レバノンの雪が、** おとめイスラエルは恐ろしい事をした。 このような事を聞いた者があろうか。 三それゆえ主はこう言われる、

山の水、冷たい川の流れが、やまなが、っめいかかっなが、なが、 

Im それなのにわが民はわたしを忘れて、 どうしてかわいてしまおうか

彼らはその道、古い道につまずき、偽りの神々に香をたいている。いっと、からかったがあった。 また小道に入り、大路からはなれた。 | < 自分の地を荒れすたれさせて、

そこを通る人はみな身震いして、 いつまでも人に舌打ちされるものとした。 首を振る。

わたしは彼らに背を向け、その滅びの日には、 | もわたしは東風のように、彼らをその敵の前に散らす。

顔を向けない」。

tれ主よ、どうぞわたしにみ心を留め、 ったとの訴えをお聞きください。 こo 悪をもって善に報いるべきでしょうか。 しかもなお彼らはわたしの命を取ろうとして 穴を掘りました。 かたしがあなたの前に立って、 かたしがあなたの前に立って、

覚えてください。

> あなたのお怒りになる時に彼らを罰してください。 まま、あなたは彼らがわたしを殺すために めぐらしている計略を皆ごぞんじです。 その悪をゆるすことなく、 その悪をあなたの前に倒れさせてください。 その悪をあなたの前に倒れさせてください。 でするます。 そのまをあなたの前に倒れさせてください。

## 第一九章

谷と呼ばないで、れれる、それゆえ、 通る人は皆そのもろもろの災を見て身震いし、舌打ちする。ヵま明を荒れすたれさせて、人に舌打ちされるものとする。そこを明を荒れすたれさせて、人に舌打ちされるものとする。そこをは、またその死体を空の鳥と地の獣の食い物とし、^かつ、このせ、またその死体を空の鳥と地の獣の食い物とし、^かつ、このけ、またその死体を空の鳥と地の獣の食い物とし、^かつ、このが、またその死体を空の鳥と地の獣の食い物とし、^かつ、この所でユダとエルサレムの計りごとを打ち破り、つるぎをもっの所でユダとエルサレムの計りごとを打ち破り、つるぎをもっ 群に香をたき、ほかの神々に酒を注いだ家は、皆トペテの所のよくない。とうなります。 まず まきませい かれいない おう こう こう ないない かれいない おうにし、この町をトペテのようにする。 ニエルサレとにこのようにし、この町をトペテのようにする。ニュルサレ 彼らはまた互にその友の肉を食べるようになる』。

いまれています。
いまれています。
いまれて苦しみ悩む
た彼らがその敵とその命を求める者とに囲まれて苦しみ悩む ことはできない。このようにわたしはこの民とこの 砕き、こそして彼らに言いなさい、『万軍の主はこう仰せられくと かっぱん こっそこで、あなたは、一緒に行く人々の目の前で、そのびんを あろう。 る、陶器師の器をひとたび砕くならば、もはやもとのようにする めたことでもなく、また思いもしなかったことである。 てバアルにささげた。これはわたしの命じたことでは つう。こ主は仰せられる、わたしはこの所と、ここに住む者人々はほかに葬るべき場所がないために、トペテに葬るです。までは、 それゆえ、見よ、この所をトペテまたはベンヒンノムの 虐殺の谷と呼ぶ日がくる。tまたわたしはこ 町とを砕だる 。☆主は1 なく、 言い定義

> 彼らが強情で、わたしの言葉に聞き従おうとしないからであずれ、ころとは、かたしの言ったもろもろの災を下す。町とそのすべての村々に、わたしの言ったもろもろの災を下す。の主、イスラエルの神はこう仰せられる、見よ、わたしは、このしょ、 る」。 帰ってきて、 エ てきて、主の家の庭に立ち、すべての民に言った、「兎「万軍」という。」と、これである。これではないとうない。これは主が彼をつかわして預言させられたトペテから、

四四

# 第二〇

らはあなたが見ている目の前で敵のつるぎに倒れる。わたし自身とあなたのすべての友だちに恐れを起させる者とする。れる。四主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたを、あなれる。四主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたを、あな れる。『主はこう仰せられる、見よ、わたしはあなたを、あなたたの名をパシュルとは呼ばないで、『恐れが周囲にある』と呼ばを足かせから解き放した時、エレミヤは彼に言った、「主はあな。』 - さて祭司インメル 物の町ま えてバビロンに移し、 またユダのすべての民をバビロン王の手に渡す。彼は彼らを捕らはあなたが見ている目の前で敵のつるぎに倒れる。わたしは ミンの門の足かせにつないだ。三その翌日パシュルがエレミヤてパシュルは預言者エレミヤを打ち、主の宮にある上のベニヤ シュルは、エレミヤがこれらの 、のすべての富と、その獲たすべての物と、 ・。 ダの王たちのすべての宝物をその敵の手に渡す。彼れたからいます。できまっての富と、その獲たすべての物と、そのすべての貴重になる。 の子で、主の宮のつかさの長であったパ つるぎをもって殺す。 )事を預言するのを聞いた。 = そし **五わたしはまたこの** yる。 彼れ た

主主よ、あなたがわたしを欺かれたので、 もなたはわたしよりも強いので、 わたしはその欺きに従いました。 わたしはその欺きに従いました。 わたしは一日中、物笑いとなり、 やしは一日中、物笑いとなり、 でしなみなわたしをあざけります。 へそれは、わたしが語り、呼ばわるごとに、 「暴虐、滅亡」と叫ぶからです。 しゅっことばいたにもながらです。

わが骨のうちに閉じこめられているようで、たもしわたしが、「主のことは、重ねて言わない、たもしわたしが、「主のことは、重ねて言わない、ためになった。」というない。からであるによって語る事はしない」と言えば、 はい かりのはずかしめと、あざけりになるからです。わが身のはずかしめと、あざけりになるからです。

- ○ 多くの人のささやくのを聞くからです。耐えることができません。

それを押えるのに疲れはてて、

わが親しい友は皆「告発せよ。さあ、彼を告発しよう」と言って、いくはっとしょ。また、こくはっというにあります。

また、「彼は欺かれるだろう。わたしのつまずくのを、うかがっています。

わたしと共におられる。
こ しかし主は強い勇士のようにあだを返すことができる」と言います。あたを返すことができる」と言います。

彼らは、なし遂げることができなくて、わたしに打ち勝つことはできない。それゆえ、わたしに迫りくる者はつまずき、

三正しき者を試み、その恥は、いつまでも忘れられることはない。大いに恥をかく。

人の心と思いを見られる万軍の主よ、ひと こころ ませい みょうしゅ ばんぐん しゅ

あなたが彼らに、

Im 主に向かって歌い、主をほめたたえよ。お任せしたからです。 おたしはあなたに、わたしの訴えをあだを返されるのを見せてください。

主は貧しい者の命を、
しゅ まず もの いのち

昼には戦いの声を聞かせよ。朝には、彼に叫びを聞かせ、 「スその人は、主のあわれみを受けることなく、 悩みと悲しみに会い、恥を受けて一生を過ごすのい。 「へなにゆえにわたしは胎内を出てきて その胎をいつまでも大きくしなかったからである。 わが母をわたしの墓場となさず、 1±彼がわたしを胎内で殺さず、 滅ぼされた町のようになれ 彼を大いに喜ばせた人は、のろわれよ。 Imわたしの父に「男の子が、生れました」と告げて、 母がわたしを産んだ日は祝福を受けるな。 悪人の手から救われたからである。 わたしの生れた日はのろわれよ。 か。

デレザルがわれわれを攻めようとしているゆえ、われわれのた パニヤを、エレミヤのもとにつかわし、=「バビロンの王ネブカ もって、われわれを助け、バビロンの王をわれわれから退かせら めに主に尋ねてほしい。 ゼデキヤ王は、 マルキャの子パシュルと祭司マアセヤの子ゼ 主はそのもろもろの不思議なわざを

> 臨んだ。れるかも知れない」と言わせた。 その時、主の言葉がエレミヤに

のと けもの う かれ おも えきびょう しゅ とり と けいか しゅ なたがたを攻める。 n わたしはまたこの町に住まけ いか せせ せけ いか まち せ せけ いか しゅう と り、 憤り、 憤り、 しゅう と しゅん むこともしない』。 刃にかけて彼らを撃ち、彼らを惜しまず、顧みず、またあわれまないその命を求める者の手に渡す。バビロンの王はつるぎのおよびその。。 は言われる、この後、 む人と獣とを撃つ。彼らはみな重い疫病にかかって死ぬ。セ主 あなたがたの手に持っている武器をとりあげ、これを町の中に の囲むバビロンの王およびカルデヤびとと戦うとき、から、 エレミヤは彼らに答えて言った、「あなたがたはゼデキヤにこ ている民を、バビロンの王ネブカデレザルの手と、その敵の手で および疫病と、つるぎと、ききんを免れて、この町に残った。 、ディー・トキラー おなたがたが、この城壁の外にあって、 あなたがたが、この城壁の外にあって、 わたしはユダの王ゼデキヤとその家来た

ち、

町にとどまる者は、つるぎと、ききんと、疫病とで死ぬ。 よ、わたしは命の道と死の道とをあなたがたの前に置く。ヵこのよ、わたしは命の道と死の道とをあなたがたの前に置く。ヵこの へあなたはまたこの民に言いなさい、『主はこう仰せられる、 あなたがたを攻め囲んでいるカルデヤびとに しか 見み

ニダビデの家よ、主はこう仰せられる、 めではなく、 こまたユダの王の家に言いなさい、『主の言葉を聞きなさい。 手に渡される。彼は火をもって、これを焼き払う』。 三「主は言われる、谷に住む者よ、ただ」は、もの そうしないと、あなたがたの悪い行いのために、 それを消すことはできない』」。 わたしの怒りは火のように燃えて、 朝ごとに、正しいさばきを行い、
繋ぎ 災を与えるためである。この町はバビロンの王の \*\*\*\*\* 動き 平原の岩よ、

見よ、わたしはあなたに敵する。 『だれが下ってきて、われわれを攻めるものか、 あなたがたは言う、

またその林に火をつけて その行いの実によって罰する。 一四わたしはあなたがたを だれがわれわれのいる所に、 はいるものか』と。

その周囲のものをみな焼き尽すと、 主は言われる」。

主はこう言われる、「ユダの王の家に下り、 その所にこの言葉

> の血を流してはならない。四もしあなたがたがこの言葉を真実の血を流してはならない。三上はこう言われる、とうへ、世に、まなき者寡婦を悩まし、しえたげてはならない。またこの所に、罪なき者事を奪われた人を、しえたげる者の手から救い、異邦の人、孤児、からないない。三上はこう言われる、とうへ、世に、まなき者事をできる。これでは、この門からはいるあなたの民は主たと、あなたの家臣、および、この門からはいるあなたの民は主たと、あなたの家臣、および、この門からはいるあなたの民は主 ダの王の家についてこう言われる、 しあなたがたがこの言葉を聞かないならば、 は、 をのべて、三言いなさい、『ダビデの位にすわるユダの王よ、あな して誓うが、この家は荒れ地となると、主は言われる。^主はユ に行うならば、ダビデの位にすわる王とその家臣、およびその民 車と馬に乗って、この家の門にはいることができる。 エ しかく ゚゚゚゚ \* わたしは自身をさ

あなたはわたしに対してギレアデのようであり、

しかし、 レバノンの頂のようである。

人の住まない町にする。 わたしは必ずあなたを荒れ地にし、

彼らはおのおのその武器をとり、

せわたしは滅ぼす者を設けて、

あなたを攻めさせる、

あなたの麗しい香柏を切り倒し、 火に投げ入れる。

へ多くの国の人はこの町を過ぎ、互に語って、「なぜ主はこの大 まま くに ひと まち す たがい かた

に仕えたからである」と言うであろう』」。

捕え移されてゆく者のために、激しく泣け。またそのために嘆いてはならない。 0 死んだ者のために泣くことなく

こユダの王ヨシヤの子シャルムは父ヨシヤについで王となっ 彼はふたたび帰ってきて、 その故郷を見ることがないからである。

れる、「彼は再びここに帰らない。この彼はその捕え行かれた所たが、ついにこの所から出て行った。主は彼についてこう言わ 再びこの地を見ない」。

不法をもってその高殿を造り、 その賃金を払わない者はわざわいである。 隣り人を雇って何をも与えず、となっでといった。 三「不義をもってその家を建て、

I あなたは競って香柏を用いることによって、 香柏の鏡板でおおい、それを朱で塗る。 そしてこれがために窓を造り、 広い高殿を造ろう』と。

王であると思うのか。

公平と正義を行って、「幸を得たのではないか。あなたの父は食い飲みし、

さいわいを得た。 - ☆ 彼は貧しい人と乏しい人の訴えをただして、

こうすることがわたしを知ることではないかと

主は言われる。

罪なき者の血を流そうとし、不正な利益のためにのみ用い、 せしかし、あなたは目も心も、

圧制と暴虐を行おうとする」。

「<それゆえ、主はユダの王ヨシヤの子エホヤキムについてこう 言われる、

『悲しいかな、わが姉』 彼のために嘆かない。 「人々は『悲しいかな、 わが兄』、 と言って

また『悲しいかな、主君よ』、

『悲しいかな、陛下よ』と言って嘆かない。

引かれて行って、 エルサレムの門の外に投げ捨てられる」。 - ヵろばが埋められるように、 彼は葬られる。

バシャンにあなたの声をあげ、 IO「レバノンに登って呼ばわり、

アバリムから呼ばわれ。

あなたの愛する者がみな滅ぼされるからだ。

この人コニヤは

電きたくはない』と言った。 『聞きたくはない』と言った。 ここあなたの数い時からの、ならわしであった。 ここあなたの数い時からの、ならわしであった。 ここあなたの教い時からの、ならわしであった。 ここあなたのでする者は捕え移される。 をでの時、あなたは自分のもろもろの悪のために、 かというろたえる。

う国に、彼らは再び帰ることができない」。 あなたはどんなに嘆くことであろうか」。 あなたはどんなに嘆くことであろうか」。 あなたはどんなに嘆くことであろうか」。

> 卑しむべき、こわれたつぼであろうか、 だれも心に留めない器であろうか。 だれも心に留めない器であろうか。 なぜ彼とその子孫は追いやられて、 知らない地に投げやられるのか。 三、ああ、地よ、地よ、地よ、 三の主はこう言われる、 この人を、子なき人として、 またその一生のうち、ひとりも栄えて、 その子孫のうち、ひとりも栄えて、 ダビデの位にすわり、 ジビデのでにすわり、

## 第二三章

t 主は言われる、それゆえ見よ、人々は『イスラエルの民をエジおる。その名は『主はわれわれの正義』ととなえられる。 正義を世に行う。<その日ユダは救を得、イスラエルは安らかにせいぎますりがくる。彼は王となって世を治め、栄えて、公平と校を起す日がくる。彼は王となって世を治め、栄えて、公平とまは仰せられる、見よ、わたしがダビデのために一つの正しい」。 まま 恐れることなく、またおののくことなく、いなくなることもない。 これをそのおりに帰らせよう。彼らは子を産んでその数が多く 主は言われる。 四わたしはこれを養う牧者をその上に立てる、彼らは再びでした。

言者たちについて。 わが心はわたしのうちに破れ が骨はみな震う。

主とその聖なる言葉のために、わが骨はみな震う。

酒に打ち負かされた人のようである。わたしは酔っている人のよう、

|〇この地に姦淫を行うものが満ちているからだ。

> 彼らの悪を見たと、主は言われる。 こ「預言者と祭司とは共に神を汚す者である。 わたしの家においてすら

おのずから暗黒の中にある 三それゆえ、彼らの道は、

彼らは押されてその道に倒れる。なめらかな道のようになり、

わたしが彼らの罰せられる年に、

災をその上に臨ませるからであると、 三わたしはサマリヤの預言者のうちに 主は言われる。

不快な事のあるのを見た。 彼らはバアルによって預言し、 わが民イスラエルを惑わした。

られた地から導き出された神は生きておられる』という日がく いで、^『イスラエルの家の子孫を北の地と、そのすべて追いや プトの地から導き出された主は生きておられる』とまた言わな

げんしゃ。かれ、しょぶん・ティーとしている」。(その時、彼らは自分の地に住んでいる」。

恐ろしい事のあるのを見た。 IM しかしエルサレムの預言者のうちには、

彼らは姦淫を行い、偽りに歩み、 悪人の手を強くし、

人をその悪から離れさせない。

彼らはみなわたしにはソドムのようであ その民はゴモラのようである」。

わたしは彼らに、にがよもぎを食べさせ

神を汚すことがエルサレムの預言者から出する。ます。まる。まである。まである。

せんちょう。 はなくない。からである。これではならない。からである。これではならない。から出たのでない、自分の強情な心にしたである。これ彼らは主の言葉を軽んじる者に向かって絶えず、である。これ彼らは主の言葉を軽んじる者に向かって絶えず、である。これ彼らは主の言葉を軽んじる者に向かって絶えず、である。これ彼らは主の言葉を軽んじる者に向かって絶えず、であるたがたは平安を得る』と言い、また自分の強情な心にしたがって歩むすべての人に向かって、『あなたがたに預言する預言者のい望みをいたがでは平安を得る』と言い、また自分の強情な心にしたがって歩むすべての人に向かって、『あなたがたに災はこない』と言う」。

ことば、みきというない。 その言葉を見聞きした者があろうか。 だれか耳を傾けてその言葉を聞いた者があろうか。 だれか耳を傾けてその言葉を聞いた者があろうか。 はりと、つむじ風が出て、悪人のこうべをうつ。 ことの怒りは、みいに思い定められたことをこっ主の怒りは、みいに思い定められたことをなし遂げられるまで退くことはない。 きるととがられるまで退くことはない。 は時のしか、彼らに告げなかったのに、彼らは走った。 かたしが、彼らに告げなかったのに、彼らは預言した。

らはそれを語り、またその偽りと大言をもってわたしの民を惑さられる、見よ、わたしは偽りの夢を預言する者の敵となる。彼せられる、見よ、わたしは偽りの夢を預言する者の敵となる。彼れると、主は言われる。三三主は仰舌をもって語る預言者の散となると、主は言われる。三三主は仰音をしている。三十月の一十月の一十月の一十月の一十月の一十月の一十月の一十月の一十月の日の民を惑される。三十月の一十月の一十月の日の民を惑される。三十月の一十月の日の民を惑される。三十月の一十月の日の民を惑される。三十月の一十月の日の民を惑される。三十月の一十月の日の民を惑される。三十月の一十月の日の民を認いている。 預言者たちの心に、いつまで偽りがあるのであるか。彼らはそよけんしゃ とうこう と言うのを聞いた。 三、偽りを預言するた、わたしは夢を見た』と言うのを聞いた。 三、偽りを預言する 主は言われる、わたしは天と地とに満ちているではないか。これを隠して、わたしに見られないようにすることができようか。 うではないか。また岩を打ち砕く鎚のようではないか。=o そ と、主は言われる。「五主は仰せられる、わたしの言葉は火のよ を忘れさせようとする。ニハ夢をみた預言者は夢を語るがよい。 わが名を忘れたように、 互に夢を語って、わたしの民にわが名 の心の欺きを預言する。これ彼らはその先祖がバアルに従って わが名によって偽りを預言する預言者たちが、『わたしは夢を見かれる。 ではないのであるか。「四主は言われる、人は、ひそかな所に身 Ξ れゆえ見よ、わたしはわたしの言葉を互に盗む預言者の敵となれゆえ見よ、わたしはわたしの言葉を互に盗む預言者の敵とな なければならない。 しかし、わたしの言葉を受けた者は誠実にわたしの言葉を語ら その悪い道と悪い行いから、離れさせたであろうに。 == もし彼らがわたしの議会に立ったのであれ わたしの民にわが言葉を告げ示して 主は言われる、わたしはただ近くの神であって、 。わらと麦とをくらべることができようか 遠くの神

と、主は言われる。
たのでもない。それで彼らはこの民にすこしも益にならないわす。わたしが彼らをつかわしたのではなく、また彼らに命じわす。

する。 預言者、祭司、または民のひとりを、その家族と共にわたしは罰まけんしゃ きゃったな とっこ四 そして、『主の重荷』と言うそのたがたがその重荷です。そして主は、あなたがたを捨てるとたがたがその重荷です。 言われましたか』と。『<もしあなたがたが『主の重荷』と言うらない、『主はあなたになんと答えられましたか』、『主はなんと を曲げる者である。
゠
も
あなたは
預言者にこう
言わなければな う言わなければならない、『主はなんと答えられましたか』、『主 がたの先祖とに与えたこの町と、あなたがたとを、わたしの前かがたの先祖とに与えたこの町と、あなたがたとを、わたしの前が 三二この民のひとり、または預言者、 ら捨て去る。 わして、 わたしは必ずあなたがたを捕え移させ、 『重荷はなんですか』と問うならば、 □ あなたがたは、みな互に、隣り人に、また兄弟に、こ。 ☆☆ とは でと きょうだい あなたがたは「主の重荷」と言ってはならないと言わせ 主はこう仰せられる、『わたしが人をあなたがたにつか あなたがたは 四○そして、 忘れられることのない永遠のはず 主の重荷」という言葉を言ったの または祭司 彼らに答えなさい、 あなたがたとあなた があなたに、『主 『あな で、= か

めと永遠の恥を、あなたがたにこうむらせる』」。

## 第二四章

開ってくる。

「ことは、いっとしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返う。本わたしは彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返う。本わたしは彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返う。本わたしは彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返り、彼らを建てて倒さず、植えて抜かない。もわたしは彼らにわり、彼らを建てて倒さず、植えて抜かない。もわたしは彼らに相より、彼らを建てて倒さず、植えて抜かない。もかには彼らの神となる。彼らは一心にわたしの強とにあり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、わたしは彼らの神となる。彼らは一心にわたしのもとになり、かんというないというない。

へ主はこう仰せられる、わたしはユダの王ゼデキヤとそのつかへ主はこう仰せられる、わたしはユダの王ゼデキヤとそのつかいに会わせる。10わたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らの国で、忌みきらわれるものとし、またわたしの追いやるすべての国で、忌みきらわれるものとし、またわたしの追いやるすべての国で、忌みきらわれるものとし、またわたしの追いやるすべてのいに会わせる。10わたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのいに会わせる。10わたしはつるぎと、ききんと、疫病を彼らのいに会わせる。10わたしはコダの王ゼデキヤとそのつかへ主はこう仰せられる、わたしはユダの王ゼデキヤとそのつかへ主はこう仰せられる」。

## 第二五章

でいる。これでは、 でいるというでは、 でいるというでは、 でいるというである預言者を、あなたがたにつかわされたが、 をエルサレムに住むすべての人に告げて言った、三「ユダの王アとエルサレムに住むすべての人に告げて言った、三「ユダの王アとエルサレムに住むすべての人に告げて言った、三「ユダの王アとエルサレムに住むすべての人に告げて言った、三「ユダの王アとエルサレムに住むすべての人に告げて言った、三「ユダの王アとエルサレムに住むすべたが、わたしはたゆまずにそれをあなたがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語ってきたが、あなたがたは聞かなかった。四主はたゆまがたに語った、『あなたがたはおのおの今その悪の道と悪い行いない。

を捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が昔からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを捨てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちともれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古からあなたがたと先祖たちとを持てなさい。そうすれば主が古がらあなたがたと先祖たちとを持てなさい。

に従って報いる」。 如きには彼らの行いと、その手のわざ奴隷として仕えさせる。わたしは彼らの行いと、その手のわざないている。 回 多くの国々と偉大な王たちとは、彼らをさえされている。 回 きょ くばくに ゆだい きょ

との地のすべての王たち、(アシケロン、ガザ、エクロン、アシの異邦人、およびウズの地のすべての王たち、およびペリシテび の家来たち、その君たち、そのすべての民と、このもろもろの寄留 すみずみをそる者、 とした。 れらを滅ぼし、荒れ地とし、人の笑いものとし、のろわれるもの すべての町と、その王たちおよびそのつかさたちに飲ませて、そ された国々の民に飲ませた。「^すなわちエルサレムとユダの ドドの残りの者)、三 エドム、モアブ、アンモンの子孫、三 ツロ [せこうしてわたしは主の手から杯を受け、主がわたしをつかわ の地の王たち、三三デダン、Fァ、ディン・かのかなたの海沿いすべての王たち、シドンのすべての王たち、海のかなたの海沿っなべての王たち、シドンのすべての王たち、海のかなたの海沿の地のでは、「」、「1177 アンモンの子孫、三ツロ ての王たち、 (のすべての王たち、 宝 ジムリのすべての王たち、) 今日のとおりである。」ヵまたエジプトの王パロとそ をそる者、三アラビヤのすべての王たち、荒野の雑種王たち、三デダン、テマ、ブズおよびすべて髪の毛のよう メデアのすべての王たち、 三六北のすべての 9べての王ヵ エラムの

ンの王もこれを飲む。
というでは、これを飲む。そして彼らの次にバビる世の国々の王たちもこの杯を飲む。そして彼らの次にバビたちの遠き者、近き者もつぎつぎに、またすべて地のおもてにたちの遠。ものもかもの

ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべたが調を免れることができようか。あなたがたは過ぎの表れるとができようか。あなたがたは過ぎの表れることができようか。あなたがたは過ぎの表れることができようか。あなたがたは過ぎ飲まなければならない。これ見よ、わたしの名をもって呼ばれることができようか。あなたがたは闘を免れる、かたが罰を免れることができようか。あなたがたは闘を免れることができようか。あなたがたは闘を免れることができようか。あなたがたは闘を免れる、とはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる。ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる。ことはできない。わたしがつるぎを呼び寄せて、地に住むすべての者を攻めるからであると、万軍の主は仰せられる』。

『主は高い所から呼ばわり、 せい その聖なるすまいから声を出し、 ものでなるすまいから声を出し、 はに住むすべての者に向かって、いに呼ばわり、 地に住むすべての者に向かって、いに呼ばわり、 地に住むすべての者に向かって。 がどうを踏む者のように叫ばれる。 がどうを踏む者のように叫ばれる。 に呼びは地の果にまで響きわたる。

見よ、国から国へ災が出て行く。
三万軍の主はこう仰せられる、
悪人をつるぎに渡すからであると、主は言われる』。
すべての肉なる者をさばき、

散らされる日が来たからだ。 い国牧者よ、嘆き叫べ、 い国牧者よ、嘆き叫べ、 いの中にまろべ。

群れのかしらたちは逃げる所がない。

聖をといるでは、のがれ場なく、
ななたがたは選び分けられた雄羊のように倒れる。

主が彼らの牧場を滅ぼしておられるからだ。
がれれのかしらたちの嘆きの声が聞える。
これ教者の叫び声と、

平和な牧場は荒れていく。 「まきば」が へいみ、まきばしか くいみ、まきばしか としまって、 にも 主の はげい終りによって、

らの言葉を語るのを聞いた。<エレミヤが主に命じられたすべちの言とはかだかだ。<エレミヤが主に命じられたすべて祭司と預言者およびすべての民は、エレミヤが主の宮でこれ

ての言葉を民に告げ終った時、

祭司と預言者および民はみな彼ないしょげんしゃ

を捕えて言った、「あなたは死ななければならない。

主のつるぎと、その激しい怒りによって、ミスししのように彼はその巣を出た。

彼らの地は荒れ地となった」。

### 弗二六章

ことは、からこの言葉があった、ニ「主はこう仰せられる、主いなおす。四あなたに命じて言わせるすべての言葉を、主の宮で礼拝するために来ているユダの町々の人々に告げなさい。ひと言をも言い残しておいてはならない。三彼らが聞いて、おのおのその悪い道を離れることがあるかも知れない。そのとき、わのその悪い道を離れることがあるかも知れない。そのとき、わのその悪い道を離れることがあるかも知れない。そのとき、わいなおす。四あなたは彼らに言いなさい、『主はこう仰せられる、もしあなたがたがわたしに聞き従わず、もしがあなたがたのをまいなおす。四あなたは彼らに言いなさい、『主はこう仰せられる、もしあなたがたがわたしに聞き従わず、わたしがあなたがたのをまた。またがあるがも知れない。そのとき、わの方につかわすわたしのしもべである預言者の言葉に聞き従わないならば、(あなたがたは聞き従わなかったが、)、わたしはこの容をシロのようにし、またこの町を地の万国にのろわれるもの宮をシロのようにし、またこの町を地の万国にのろわれるものとする。」

n なぜあな

みな主の宮に集まってエレミヤを取り囲んだ。
は荒されて住む人もなくなるであろうと言ったのか」と。民はといってはよって預言し、この宮はシロのようになり、この町たは主の名によって預言し、この宮はシロのようになり、この町

あなたがたの手の中にある。あなたがたの目に、良いと見え、正に災を下そうとしたことを思いなおされる。 四見よ、わたしは神、主の声に聞き従いなさい。そうするならば主はあなたがたか。 ことを知っておきなさい。もしあなたがたがわたしを殺すならしいと思うことをわたしに行うがよい。「ヨ ただ明らかにこの たので、そのすべての言葉をあなたがたは聞いた。ここそれで、 三その時エレミヤは、つかさたちとすべての民に言った、「主は 言葉をあなたがたの耳に、告げさせられたからである」。 あなたがたは今、 の人は死刑に処すべき者ではない。 わたしをつかわし、この宮とこの町にむかって、預言をさせられ ゚ロと゚ しけい しょ ・ もの ・ よの とりと 預言者に言った、「こった つかさたちと、すべての民とは、祭司と預言者に言った、「こた つかさんしゃ い 罪なき者の血はあなたがたの身と、この町と、その住民と まことに主がわたしをつかわして、このすべての あなたがたの道と行いを改め、あなたがたの われ わ れの神、 主の名に

マイアの民に預言して言った、『万軍の主はこう仰せられる、すべての民に預言して言った、『万軍の主はこう仰せられる、た、「ユダの王ヒゼキヤの世に、モレシテびとミカはユダのた、「ヘ「ユダの王ヒゼキヤの世に、モレシテびとミカはユダのた、「へ「ユダの王ヒゼキャの世に、モレシテびとミカはユダのよってわれわれに語ったのである」。「tその時この地の長 老たよってわれわれに語ったのである」。「tその時この地の長 老たよってわれわれに語ったのである」。「tその時この地の長 老た

シオンは畑のように耕され、

ないか。しかし、われわれは、自分の身に大きな災を招こうとし主は彼らに災を下すとお告げになったのを思いなおされたではことがあろうか。ヒゼキヤは主を恐れ、主の恵みを求めたので、「ユダの王ヒゼキヤと、すべてのユダの人は彼を殺そうとした「ユュダの王ヒゼキヤと」。

ている」。

てきたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもってである。彼はエレミヤとおはその言葉を聞いた。そして王は彼を殺そうと思ったが、ウリはその言葉を聞いた。そして王は彼を殺そうと思ったが、ウリはその言葉を聞いた。そして王は彼を殺そうと思ったが、ウリはその言葉を聞いた。そして王は彼を殺そうと思ったが、ウリヤキム王は人をエジプトにつかわした。 まなわちキャキム王は人をエジプトにつかわした。 すなわちキャキム王は人をエジプトにつかわした。 すなわちキャキム王は人をエジプトにつかわした。 すなわちキャキム王は人をエジプトから引き出し、エホヤキム王のもとに連れてきたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつるぎをもって彼を殺し、その死体を共同できたので、王はつというない。

ビロンの王ネブカデネザルに仕えず、

墓地に捨てさせた。 されて殺されることのないようにした。 しかしシャパンの子アヒカムはエレミヤを助け、 民な の手に渡れる

王、シドンの王に言いおくりなさい。四彼らの主君にこの命を伝えて、エドムの王、モアブの王、アンモンびとの王、ツロのによって、エドムの王、モアブの王、アンモンびとの王、ツロのによって、エドムの王、モアブの王ゼデキヤの所に来た使者たちけ、三エルサレムにいるユダの王ゼデキヤの所に来た使者たちは、三年が主からエレミヤに臨んだ。三すなわち主はこうわたしに言葉が主からエレミヤに臨んだ。三すなわち主はこうわたしに言葉が主からエレミヤに臨んだ。三すなわち主はこうわたしに言葉が主からエレミヤに臨んだ。三すなわち主はこうわたしに言葉が主からない。 は大いなる力と伸べた腕とをもって、地と地の上にいる人と獣 とをつくった者である。そして心のままに地を人に与える。キ、 えさせなさい、『万軍の主、イスラエルの神はこう仰せられる、あ - ユダの 王たちとが彼を自分の奴隷にする。 なたがたは主君にこのように告げなければならない。゙゙゙゙゙゙ゎわたし 王ヨシヤの子ゼデキヤが世を治め始めたころ、 バビロンの王のくび この

彼に仕える国民を、わたしはその故国に残らせ、それを耕して、からいるというできる。こしかしバビロンの王のくびきを首に負って、せるのである。こしかしバビロンの王のくびきを首に負って、 夢みる者、法術師、魔法使が、「あなたがたはバビロンの王に仕ゅ。 もの ほうじゅつし まほうつかい そこに住まわせると主は言われる』」。 れさせ、わたしに、あなたがたを追い出してあなたがたを滅ぼさ なたがたに偽りを預言して、 えることはない」と言っても、 ぼすと主は言われる。ヵそれで、 きを自分の首に負わない民と国とは、わたしがつるぎと、ききん 疫病をもって罰し、ついには彼の手によってことごとく あなたがたの預言者、

こわたしはユダの王ゼデキヤにも同じように言った、「あなたることに住まわせると主に言えること。 偽って預言している。 彼らをつかわしたのではないのに、彼らはわたしの名はていることは偽りであるからだ。「五主は言われる、 る預言者の言葉を聞いてはならない。彼らがあなたがたに預言とばはいとはいじロンの王に仕えることはないとあなたがたに告げたがたはバビロンの王に仕えることはないとあなたがたに告げ 民とが、主がバビロンの王に仕えない国民について言われたよと、任人、そして生きなさい。ここどうしてあなたと、あなたのとに仕え、そして生きなさい。ここどうしてあなたと、あなたの うに、つるぎと、ききんと、疫病に死んでよかろうか。 ようになるのだ」。 い、あなたがたと、あなたがたに預言する預言者たちを滅ぼす そのために、 彼らはわたしの名によって げん ょげんしゃ まっわたしはあなたがたを追 わたしが 一四あな

仰せられる。ここれはバビロンの王ネブカデネザルが、ユダのの主は柱と海と台、その他この町に残っている器について、こうの主は柱と海と台、その他この町に残っている器について、こうされないように、万軍の主に、とりなしを願うべきだ。 エヵ 万軍されないように、『ぱくぴょ』』 王エホヤキムの子エコニヤ、およびユダとエルサレムのすべて を聞いてはならない。それは、彼らがあなたがたに預言していている。とあなたがたに預言する預言者の言葉はこう仰せられる、『見よ、主の宮の器は今、すみやかに、バビ の身分の尊い人々を捕えてエルサレムからバビロンに移したと らない。バビロンの王に仕え、そして生きなさい。どうしてこ ることは偽りであるからだ。」も彼らのいうことを聞いてはな はこう仰せられる、『見よ、主の宮の器は今、すみやかに、 これわたしはまた祭司とこのすべての民とに語って言った、 その後、わたしはこれらのものを、この所に携え帰らせると主は ンに携え行かれ、 イスラエルの神は、 れている器について、こう仰せられる。三これらはバビロ 持ち去らなかった器である。 わたしが顧みる日までそこにおかれている。 主の宮とユダの王の宮殿とエルサレムとにしゅるや ―― ニ すなわち万軍の主、

言った、ニ「万軍の主、イスラエルの神はこう仰せられる、わたい。 こうない こうの名で祭司とすべての民の前でわたしに語っての五月、ギベオン出身の預言者であって、アズルの子であるハの五月、ギベオン出身の預言者であって、アズルの子であるハーその年、すなわちユダの主ゼデキヤの治世の初め、その第四年・その年、 に携えて行った主の宮の器とすべての捕われ人を、主がバビロるように。どうかあなたの預言した言葉が成 就して、バビロンレミヤは言った、「アアメン。どうか主がこのようにしてくださ 捕われ人をこの所に帰らせる。それは、わたしがバビエホヤキムの子エコニヤと、バビロンに行ったユダの た主の宮の器を、皆この所に帰らせる。四わたしはまたユダの王ュッ きゃょうか みな よごる かえ エネブカデネザルが、この所から取ってバビロンに携えて行っき。 へいわ よげん よげんしゃ よげんしゃ ことば じょうじゅくの地と大きな国について、戦いと、ききんと、疫病の事を預言す きょき しがあなたとすべての民の聞いている所で語るこの言葉を聞きンから再びこの所に帰らせてくださるように。せただし、今わた しはバビロンの王のくびきを砕いた。『二年の内に、バビロンの のくびきを、砕くからであると主は言われる」。 ての民の前で、預言者ハナニヤに言った。^すなわち預言者エ そこで預言者エレミヤは主の宮のうちに立っている祭司とすよりはいます。 九平和を預言する預言者は、 へわたしと、あなたの先に出た預言者は、むかしから、多い。 で よばんしゃ その預言者の言葉が成 わたしがバビロンの しロンの王ヵ のすべての

ベ 五

知られるのだ」。 紫光光光をつかわされたのであることがるとき、真実に主がその預言者をつかわされたのであることが

う。 うに、 のくびきを砕いたが、わたしはそれに替えて鉄のくびきを作ろて、ハナニヤに告げなさい、『主はこう仰せられる、あなたは木 砕いた後、しばらくして主の言葉がエレミヤに臨んだ、ニ「行っくだ のき しょ ことば のき のぎ から とびきを離してこ 預言者ハナニヤが預言者エレミヤの首から、くびきを離してよけんしゃ 離して砕く』」と言った。預言者エレミヤは去って行った。 鉄のくびきをこの万国民の首に置いて、バビロンの王ネブカデス で語り、「主はこう仰せられる、『わたしは二年のうちに、このよ 取って、それを砕いた。こ そしてハナニヤは、すべての民 え主は仰せられる、『わたしはあなたを地のおもてから除く。 のではない。あなたはこの民に偽りを信じさせた。 言った、「ハナニヤよ、聞きなさい。 も彼に与えた』」。 「五預言者エレミヤはまた預言者ハナニヤに ネザルに仕えさせる。 □○そこで預言者ハナニヤは預言者エレミヤの首から、 ばんこくみん くび お お こう仰せられる、 ロの万軍の主、イスラエルの神はこう仰せられる、 ばんぐん しゅ 万国民の首からバビロンの王ネブカデネザルのくびきを
ばんてきない。 .対する反逆を語ったので、今年のうちに死ぬのだ』
た。 はイダテンド かた 彼らはこれに仕える。わたしは野 主があなたをつかわされた くび わたしは  $\mathcal{O}$ 獣を きを の あ ゆ 前え

t 預言者ハナニヤはその年の七月に死んだ。

長き う言う、エあなたがたは家を建てて、それに住み、畑を作ってそ 「万軍の主、イスラエルの神は、すべて捕え移された者、すなにはなる」というであった。その手紙には次のように書いてあった。 宦官およびユダとエルサレムのつかさたち、および工匠と鍛冶を終れた書きしるした言葉である。ニそれはエコニヤ王と太后とロンに捕え移された祭司と預言者ならびにすべての民に送ったロンに捕え移された祭司と預言者ならびにすべての民に送った日とだ。 きょう も平安を得るからである。 たしがあなたがたを捕え移させたところの町の平安を求し せよ。その所であなたがたの数を増し、減ってはならない。セ むすこに嫁をめとり、娘をとつがせて、 の産物を食べよ。六妻をめとって、 ち、わたしがエルサレムから、バビロンに捕え移させた者に、こ ミヤはその手紙をシャパンの子エラサおよびヒルキヤの子ゲマ とがエルサレムを去ってのちに書かれたものであって、ョエレ これは預言者エレミヤがエ わ のために主に祈るがよい。 リヤの手によって送った。この人々はユダの王ゼデキヤがバビ ロンに行かせ、バビロンの王ネブカデネザルのもとにつかわし あなたがたのうちにいる預言者と占い師に惑わされて得るからである。^ 万軍の主、イスラエルの神はこう言えに祈るがよい。その町が平安であれば、あなたがた その町が平安であれば、 ルサレ むすこ娘を産み、また、いまれ、 4 いから、 むすこ娘を産むように か の 捕き え移 され その わ 四四 わ

言われる。
いるからである。わたしが彼らをつかわしたのではないと主はいるからである。わたしが彼らをつかわしたのではないと主はれは、彼らがわたしの名によってあなたがたに偽りを預言してはならない。また彼らの見る夢に聞き従ってはならない。ヵそはならない。また彼らの見る夢に聞き従ってはならない。ヵそ

この主はこう言われる、バビロンで七十年が満ちるならば、わたしはあなたがたを顧み、わたしの約束を果し、あなたがたをこの所に導き帰る。ニュ主は言われる、わたしがあなたがたに対していたいている計画はわたしが知っている。それは災を与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなたがたに将来を与え、希望を与えようとするものである。ニーその時、あなたがたはわたしに呼ばわり、来て、わたしに祈る。わたしはあなたがたの祈を聞く。ニョあなたがたが一心にわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあなたがたが一心にわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあなたがたが一心にわたしを尋ね求めて、わたしに会う。もしあなたがたがったがっした。ならば、ローカたしはあなたがたがったがったがったがる。わたしはあなたがたの新を聞く。ニョあなたがたを方国から、すべてわたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かつ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやった所から集め、かっ、わたしがあなたがたを追いやったがから集め、かっ、わたしがあなたがたを追いない。

れなかった兄弟たちについて、こう言われる、」も『万軍の主はる王と、この町に住むすべての民で、あなたがたと共に捕え移さる王と、この町に住むすべての民で、あなたがたと共に捕え移さきを起された』と言ったが、―― 「六主はダビデの位に座していた。」を表していた。

なり、 殺す。これ、ビロンにいるユダの捕われ人は皆、彼らの名を、のえる。これ、ビロンにいるユダの捕われ人は皆、彼らなななる。ネブカデレザルの手に渡す。主はあなたがたの目の前で彼らを 語ったことによるのである。わたしはそれを知っており、またい、わたしが命じたのでない偽りの言葉を、わたしの名によってい ろいの言葉に用いて、「主があなたをバビロンの王が火で焼いた殺す。 三 バビロンにいるユダの捕われ人は皆、彼らの名を、の設 彼らのあとを追い、また彼らを地の万国に忌みきらわれるものなれてしてしまう。 1 へわたしはつるぎと、ききんと、疫病をもってにしてしまう。 1 へわたしはつるぎと、ききんと、疫病をもって その証人であると主は言われる』」。 彼らがイスラエルのうちで愚かな事をし、隣の妻と不義を行かれるが、となりのましょう。これであるなどないである。これで、それは、ゼデキヤとアハブのようにされるように」という。ここそれは、 『わたしの名によって、あなたがたに偽りを預言しているコラヤ たあなたがたすべての捕われ人よ、主の言葉を聞きなさい、三は言われる』。――50わたしがエルサレムからバビロンに送っ て、しきりに送ったが、あなたがたは聞こうともしなかったと主 わたしはこの言葉を、わたしのしもべである預言者たちによっ こう言われる、見よ、わたしは、 エルの神はこう仰せられる、見よ、わたしは彼らをバビロンの王 の子アハブと、マアセヤの子ゼデキヤについて万軍の主、イスラ わたしの言葉に聞き従わなかったからであると主は言われる。 となし、わたしが彼らを追いやる国々で、のろいとなり、恐れと 物笑いとなり、はずかしめとならせる。「ヵそれは彼らがいのから つるぎと、 ききんと、

第三〇章

は、からエレミヤに臨んだ言葉。ニ「イスラエルの神、主はこうはない。ニ主は言われる、見よ、わたしがわが民イスラエしるしなさい。ニ主は言われる、見よ、わたしがわが民イスラエルとユダの繁栄を回復する日が来る。主がこれを言われる。わたしば彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たない。

四これは主がイスラエルとユダについて言われた言葉である。 ま「主はこう仰せられる、 やれがあり、平安はない。 なぜ、どうして男がみな子を産む女のようにどうして男がみな子を産む女のようにどうして男がみな子を産む女のようにといるの人の顔色も青く変っているのか。 ままましいかな、その日は大いなる日であって、それに比べるべき日はない。 それはヤコブの悩みの時である。それはヤコブの悩みの時である。

びきを砕き離し、彼らの束縛を解く。 異邦の人はもはや、彼らを< 万軍の主は仰せられる、その日わたしは彼らの首からそのくしかし彼はそれから救い出される。

ために立てるその王ダビデに仕える。

一つ主は仰せられる、

わがしもベヤコブよ、恐れることはない、

見よ、わたしがあなたを救って、遠くからかえし、 イスラエルよ、驚くことはない。

その捕え移された地からかえすからだ。 ヤコブは帰ってきて、穏やかに安らかにおり、 あなたの子孫を救って、

二主は言われる、 彼を恐れさせる者はない。

わたしはあなたと共にいて、あなたを救う。

ことごとく滅ぼし尽す。わたしはあなたを散らした国々をわたしはあなたを散らした国々を

しかし、あなたを滅ぼし尽すことはしない。

決して罰しないではおかない。かたしは正しい道に従ってあなたを懲らしめる。

三主はこう仰せられる、

あなたの痛みはいえず、あなたの傷は重い。

三あなたの訴えを支持する者はなく

あなたをいやすものもない。 あなたの傷をつつむ薬はなく、

> あなたの事を心に留めない。 四あなたの愛する者は皆あなたを忘れて

それは、あなたのとがが多く、

あなたの罪がはなはだしいので、

残忍な敵のように懲らしたからだ。 わたしがあだを撃つようにあなたを撃ち、

あなたの悩みはいえることはない。 | 国なぜ、あなたの傷のために叫ぶのか

あなたのとがが多く、

あなたの罪がはなはだしいので、

これらの事をわたしはあなたにしたのである。 | たしかし、すべてあなたを食い滅ぼす者は

食い滅ぼされ、

あなたをしえたげる者は、

ひとり残らず、捕え移され、

すべてあなたの物を奪う者は奪われる者となる。あなたをかすめる者は、かすめられ、

モ主は言われる、

わたしはあなたの健康を回復させ、

あなたの傷をいやす。

『だれも心に留めないシオン』というからである。 それは、人があなたを捨てられた者とよび、

または、その丘に建てなおされ、 まっと、 この 年が はもと立っていた所に立つ。 これ 感謝の歌と喜ぶ者の声とが、その中から出る。 中たしが彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、彼らは少なくはなく、また彼らを増すゆえ、でいたしたが、その中から出る。ここ その子らは、いにしえのようになり、そのつかさは、そのうちから出る。すべて彼らをしえたげる者をわたしは罰する。ここ その君は彼ら自身のうちのひとりであり、そのつかさは、そのうちから出る。だれか自分の命をかけてかたしは彼をわたしに近づけ、彼はわたしに近づく。だれか自分の命をかけてからしばったがたは、わたしの民となり、もからしはあなたがたは、わたしの民となり、もからしはあなたがたは、わたしの民となり、ままとお、よりである。またがため神となる」。ここ 見よ、主の暴風がくる。

末の日にあなたがたはこれを悟るのである。これを遂げるまで、 退くことはない。 み心に思い定められたことを行って、 国 主の激しい怒りは、

見よ、わたしはヤコブの天幕を再び栄えさせ、

「八主はこう仰せられる、

第三一章 ニ主はこう言われる、 彼らはわたしの民となる」。 四イスラエルのおとめよ 三主は遠くから彼に現れた。 それゆえ、わたしは絶えずあなたに わたしは限りなき愛をもってあなたを愛している。 出て行って、喜び楽しむ者と共に踊る。 あなたは再び鼓をもって身を飾り、 真実をつくしてきた。 イスラエルが安息を求めた時、 荒野で恵みを得た。 再びわたしはあなたを建てる、あなたは建てられる。 「つるぎをのがれて生き残った民は、 またあなたはぶどうの木をサマリヤの山に植える。

万国の民よ、あなたがたは主の言葉を聞き、

水の流れのそばを通らせる。徐らがつまずかないように、まっすぐな道により、彼らがつまずかないように、まっすぐな道により、わたしは慰めながら彼らを導き帰る。 彼らは大きな群れとなって、ここに帰ってくる。彼れ、産婦も共にいる。には、さんぶ、とも、とも、はらのうちには、盲人やあしなえ、 ^見よ、わたしは彼らを北の国から連れ帰り、 われわれの神、 『立って、シオンに上り、 呼ばわる日が来る。 エフライムはわたしの長子だからである。 n 彼らは泣き悲しんで帰ってくる。 彼らを地の果から集める。 『主はその民イスラエルの残りの者を救われた』と。 告げ示し、ほめたたえて言え ±主はこう仰せられる、 万国のかしらのために叫び声をあげよ。 「ヤコブのために喜んで声高く歌い、 わたしがイスラエルの父であり、 主に、もうでよう』と」。

た見守る者がエフライムの山の上に立って
かまも もの
たまる。た
たまる。

植える者は、植えてその実を食べることができる。。

その魂は潤う園のようになり、 わたしは彼らの悲しみを喜びにかえ、 若い者も老いた者も共に楽しむ。 彼らは重ねて憂えることがない。 穀物と酒と油および若き羊と牛のために、 三彼らは来てシオンの山で声高く歌い、 彼らよりも強い者の手から彼を救いだされた。 牧者がその群れを守るようにこれを守られる』と。 わたしの良き物で、わたしの民を満ち足らせると 彼らを慰め、憂いの代りに喜びを与える。タヤボー ー゚タヤ゚ ー ッタト ー ータド ー ッタト 喜びに輝く。 主から賜わった良い物のために、 『イスラエルを散らした者がこれを集められる。 これを遠い、海沿いの地に示して言いなさい、 I その時おとめたちは舞って楽しみ、 二 すなわち主はヤコブをあがない、 四わたしは多くのささげ物で、祭司の心を飽かせ、

子らがもはやいないので、ラケルがその子らのために嘆くのである。「嘆き悲しみ、いたく泣く声がラマで聞える。「重主はこう仰せられる、

主は言われる」。

エフライムはわたしの愛する子、

たいではくびきに慣れない子牛のように というではくびきに慣れない子牛のように 巻しめをうけた。 『あなたはわたしを懲しめられた、 『あなたはわたしを懲しめられた、 『あなたはわたしを懲しめられた、

主は言われる。

「へわたしは確かに、エフライムが

この主は言われる、 もとになっして、 またしは恥じ、うろたえた』。 わたしは恥じ、うろたえた』。 わたしは恥じ、うろたえた』。 かきかい はずかしめが身にあるので、 かんしは恥じ、うろたえた』。

わたしの書ぶ子であろうか。 わたしは彼について語るごとに、 なお彼を忘れることができない。 それゆえ、わたしの心は彼をしたっている。 わたしは必ず彼をあわれむ。 こ みずからのために愛しるべを置き、 みずからのために標 柱を立てよ。 大路に、あなたの通って行った道に心を留めよ。 イスラエルのおとめよ、帰れ、

「おうなとばいい」というです。 『正義のすみかよ、聖なる山よ、 『正義のすみかよ、聖なる山よ、 『正義のすみかよ、聖なる山よ、 『正義のすみかよ、聖なる山よ、 『正義のすみかよ、聖なる山よ、 でこの言葉を言う、 を言う、

主は地の上に新しい事を創造されたのだ、これでは、またら、これでは、いつまでさまようのか。

女が男を保護する事である」。

これその時、彼らはもはや、これをの時、彼らはもはや、これをの時、彼らはもはや、いまた彼らを建て、植えようと待ちかまえていると主は言われる。また彼らを建て、植えようと待ちかまえていると主は言われる。 また彼らを建て、植えようと待ちかまえていると主は言われる。 は、わたしが人の種と獣の種とをイスラニュ「主は言われる、見よ、わたしが人の種と獣の種とをイスラニュ「主は言われる、みよ、わたしが人の種と獣の種とをイスラニューをよった。

子どもの歯がうく』『父がすっぱいぶどうを食べたので、『

兄弟に教えて、『あなたは主を知りなさい』とは言わない。 れらの日の後にわたしがイスラエルの家に立てる契約はこれでらはそのわたしの契約を破ったと主は言われる。〓〓しかし、そ たようなものではない。わたしは彼らの夫であったのだが、彼れの先祖をその手をとってエジプトの地から導き出した日に立ての先祖を は、彼らが小より大に至るまで皆、わたしを知るようになるから」 なると主は言われる。三四人はもはや、おのおのその隣とその に新しい契約を立てる日が来る。== この契約はわたしが彼らます。 けいきく た 三 主は言われる、見よ、わたしがイスラエルの家とユダの家と ぱいぶどうを食べる人はみな、その歯がうく。 の心にしるす。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民と とは言わない。

「人はめいめい自分の罪によって であると主は言われる。 すなわちわたしは、わたしの律法を彼らのうちに置き、そ わたしは彼らの不義をゆるし、 死し ぬ。 もはや それ すっ

その罪を思わない」。

三五 主はこう言われる、すなわち

三五 主はこう言われる、すなわち

三五 主はこう言われる、すなわち

「と星とを定めて夜の光とし、
「き」をかき立てて、その波を鳴りとどろかせる者――
その名は万軍の主という。
「これ」とは言われる、
こいは、「いっという。」
「もしこの定めがわたしの前ですたれてしまうなら

「もし上の天を量かることができ、からないでき、わたしはイスラエルのすべての子孫をそのとき、わたしはイスラエルのすべての子孫を下の地の基を探ることができるなら、「もし上の天を量ることができ、

モ<br />
主はこう言われる、

永久にわたしの前で民であることはできない」。

イスラエルの子孫もすたって、

主の聖なる所となり、永遠にわたって、ふたたび抜かれ、また倒と、東のほうの馬の門のすみに行くまでとのすべての畑はみなら、東のほうの馬の門のすみに行くまで達し、ゴアのほうに向か遠くまっすぐに延びて、ガレブの丘に達し、ゴアのほうに向か遠くまっすぐに延びて、ガレブの丘に達し、ゴアのほうに向かっまい。 まんという。 BO 死体と吹との谷の全部、またキデロンの谷に行くまでう。 BO 死体と吹との谷の全部、またキデロンの谷に行くまでう。 BO 死体と吹との谷の全部、またキデロンの谷に行くまでう。 BO 死体と吹との谷の全部、またキデロンの谷に行くまでう。 BO 死体と吹との谷の全部、またキデロンの谷に行くまでした。 主は言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まは言われる」。 まない またが また 御いれ また倒れ また は まいま は この まない また は この 単に かいま は この 単に かいま は この 単に かいま に は 言われる」。 また は 言われる に ない また 倒れ に ないまた は に は に ない また は に ないまた に ないまた は に ないまた に ないまた は に ないまた は に ないまた は に ないまた に ないまた は に ないまた に また に ないまた に また に ないまた に は に ないまた に

主の言葉のように、

を買い取り、あがなう権利があなたにあるから」と』。^はたして

わたしのいとこであるハナメルが監視の

されることはない」。

ずバビロンの王の手に渡され、顔と顔を合わせて彼と語り、目との王ゼデキヤはカルデヤびとの手をのがれることなく、かならり この町をバビロンの王の手に渡し、彼はこれを取る。四またユダーをは預言して言うのか、『主はこう仰せられる、見よ、わたしはょげん 王の宮殿にある監視の庭のうちに監禁されていた。三ユダの王

まう きゅうでん かんし じゃ かまずん からずん かんし じゅう かんし いて、預言者エレミヤはユダの くんぜい 言われる。あなたがたは、カルデヤびとと戦っても勝つことはき、ゼデキヤは、わたしが彼を顧みる時まで、そこにいると主は 目は相まみえる。゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙るこれではゼデキヤをバビロンに引いてい ゼデキヤが彼を閉じ込めたのであるが、玉は言った、「なぜあな - ユダの王ゼデキヤの十年、 主の言葉がエレミヤに臨んだ。こその時、 すなわちネブカデレ バビロンの王の ザルの十八年 わたしは

\*エレミヤは言った、「主の言葉がわたしに できない』と」。 言う、「アナトテにあるわたしの畑を買いなさい。 ゚見よ、あなたのおじシャルムの子ハナメルがあなたの所に来て。 臨んで言われる、 それは、これ 七 六

てください。これが主の言葉であるのをわたしは知っていましなうのも、あなたの権利なのです。買い取ってあなたの物にしトテにあるわたしの埋を買ってください。所有するのも、あが のうちにいるわたしの所に来て言った、『ベニヤミンの地 のアナ

え、三彼らの前で、わたしはバルクに命じて言った、四『万軍前で、その証書をマアセヤの子であるネリヤの子バルクに与いて、その証書をマアセヤの子であるネリヤの子バルクに与いた。および監視の庭にすわっているすべてのユダヤ人のしとを取り、三いとこのハナメルと、買収証書に記名したしとを取り、三いとこのハナメルと、買収証書に記名した 家と畑とぶどう畑を買うようになる」と』。
スラエルの神がこう言われるからである、「この地で人 り、これらを土の器に入れて、長く保存せよ。 五万軍の主、イり、これらを土の器に入れて、長く保存せよ。 五万軍の主、イまの買収証書の封印したものと、封印のない写しとを取の主、イスラエルの神はこう仰せられる、これらの証書すなわし。 証人を立て、はかりをもって銀を量って与えた。こそしてわたりはその証書をつくって、これに記名し、それを封印し、 買い取り、銀十七シャーをこでわたしは、 Manual では、これでは、アイメルと、買収証書に記名したしとを取り、これとこのハナメルと、買収証書に記名したしとをしるして封印した買収証書と、封印のない写しはその約定をしるして封印した買収証書と、 ぎょいきしょうしょ 銀十七シケルを量って彼に支払った。10 すなわぎん しは、いとこのハナメルからアナトテにある! 一〇すなわち、 人々はまた

伸べた腕をもって天と地をお造りになったのです。に祈って言った、」も『ああ主なる神よ、あなたは大に祈って言った、」は『ああ主なる神よ、あなたは大き 証書をネリヤの子バルクに渡したあとで主 あなたは大いなる力と、 あなたの

わたしは買収

五

たことをしなかったので、あなたはこの災を彼らの上にお下し従わず、あなたの律法を行わず、すべてあなたがせよと命じられ 証人を立てよ」と。そうであるのに、神よ、あなたはわたしに言われました。 攻めているカルデヤびとの手に渡されます。あなたの言われたせるためです。つるぎと、ききんと、疫病のために、町はこれを 事をもって、あなたの民イスラエルをエジプトの地から導き出と、不思議なわざと、強い手と、伸べた腕と、大いなる恐るべきと、不思議なわざと、強い手と、伸べた腕と、まれなる恐るべき す。あなたは大いなる全能の神でいらせられ、その名は万軍の千万人に施し、また父の罪をそののちの子孫に報いられるのできないことは、ひとつもありません。「^ あなたはいつくしみを うして彼らは、はいってこれを獲たのですが、あなたの声に聞き 先祖たちに与えようと誓われた乳と蜜の流れる地です。こここせんぞ に行い、また今日に至るまでイスラエルと全人類のうちに行い、また。 ます。10 あなたは、しるしと、不思議なわざとをエジプトの地のおのの道にしたがい、その行いの実によってこれに報いられ ようになりましたのは、 ごらんのとおりであります。 玉 主なる になりました。 し、三 この地を彼らに賜わりました。これはあなたが彼らの そして今日のように名をあげられました。三あなたは、しるし うのに力があり、あなたの目は人々の歩むすべての道を見て、おうから 主と申されます。「ヵあなたの計りごとは大きく、また、事を行い。」。 あなたはわたしに言われました、「銀をもって畑を買い、 Im 見よ、塁が築きあげられたのは、この町を取 町はカルデヤびとの手に

渡されてい

若い時から、わたしの前に悪いことのみを行い、またイスラエルは焼く。 IIO それは、イスラエルの人々とユダの人々とは、そのほかの神々に酒をそそいで、わたしを怒らせたその家をも彼らほかの常家がまった。 れを取る。これこの町を攻めているカルデヤびとがきて、この町がヤびとと、バビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。彼はこデヤびとと、バビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。かれ に火をつけて焼き払う。屋根の上で人々が、バアルに香をたき、 わたしに向けず、わたしがたゆまず教えたにもかかわらず、彼らかれ ちが皆そうである。|||| 彼らはその背中をわたしに向けて顔を祭司たち、預言者たち、またユダの人々とエルサレムの住 民た わたしの前からこれを除き去るのである。三こそれは、 からきょうまで、わたしの怒りと憤りとをひき起してきたので、 したからであると主は言われる。 = この町はそれが建った日 の民はその手のわざをもって、わたしを怒らせることばかりを 示 それゆえ、主はこう言われる、見よ、わたしはこの町をカル
はった。 すべて命ある者の神である。わたしにできない事があろうか =< 主の言葉がエレミヤに臨んだ、==「見よ、わたしは主である、 は教を聞かず、 ルの民とユダの民とが、もろもろの悪を行って、わたしを怒らせ またベンヒンノムの谷にバアルの高き所を築いて、むすこ娘ないない。 わが名をもって呼ばれている家にすえつけて、そこを汚し、 またうけないのである。 彼らの王たちと、そのつかさたち、 三四彼らは憎むべき物 イスラエ

犯させようとは考えもしなかった。
ことはなく、また彼らがこの憎むべきことを行って、ユダに罪をことはなく、また彼らがこの憎むべきことを行って、ユダに罪ををモレクにささげた。 わたしは彼らにこのようなことを命じた

に渡される』といっている町についてこう仰せられる、ミセ見よ、がたが、『つるぎと、ききんと、疫病のためにバビロンの王の手がたが、『つるぎと、ききんと、疫病のためにバビロンの主の手 ・、 ほ 写りこのにバビロンの王の手 これゆえ今イスラエルの神、主は、この町、すなわちあなたいま かみ しゅ よう この町、すなわちあなた犯させようとは考えもした オ・フ 追いやったもろもろの国から彼らを集め、この所へ導きかえったしは、わたしの怒りと憤りと大いなる怒りをもって、彼らをわたしは、わたしの怒りと憤りと大いなる怒りをもって、彼らを とその後の子孫の幸を得るためである。四〇わたしは彼らと の道を与えて常にわたしを恐れさせる。これは彼らが彼ら自身ない。 る。 うようになる。 この地に植える。四二主はこう仰せられる、わたしがこのもろも を喜びとし、心をつくし、精神をつくし、真実をもって彼らをます。 ことのないようにしよう。四一わたしは彼らに恵みを施すこと わたしは彼らの神となる。 エェ わたしは彼らに一つの心と一つ て、安らかに住まわせる。『<そして彼らはわたしの民となり、 またわたしを恐れる恐れを彼らの心に置いて、わたしを離れる。 カルデヤびとの手に渡されてしまう』といっている地であ 人々はベニヤミンの地と、 あなたがたが、『それは荒れて人も獣もいなくな エルサレムの周囲と、 ユダの

と主は言われる」。

## 第三三章

すもろもろの恵みと、もろもろの繁栄のために恐れて身をふるすもろもろの恵みのことを聞く。そして、わたしがこの町に施なり、誉となり、栄えとなる。彼らはわたしがわたしの民に施しなり、歴史 町は地のもろもろの民の前に、またったみのまえ わたしのために喜びの名と

ず獣もいない』というこの所、すなわち、荒れて、人もおらず住すい。 主はこう言われる、あなたがたが、『それは荒れて、人もおらい。」 む者もなく、獣もいないユダの町とエルサレムのちまたに、ニ 再び喜びの声、楽しみの声、 『万軍の主に感謝せよ、 花婿の声、 花嫁の声、およびはなよめ

主は恵みふかく、

といって、感謝の供え物を主の宮に携えてくる者の声が聞える。 らであると主は言われる。 それは、 そのいつくしみは、いつまでも絶えることがない』 わたしがこの地を再び栄えさせて初めのようにするか

まいがあるようになる。「三山地の町々と、平地の町々と、ネゲの所と、そのすべての町々に再びその群れを伏させる牧者のす。 またま しょう まんしょ まんしゃ まんき しょくしゃ まんき で、群れは再びそれを数える者の手の下を通りすぎると主は言で、群れは再びそれを数える者の「した」とおいるであった。これにはいいでは、ベニヤミンの地、エルサレムの周囲と、ユダの町々はまままり。 三万軍の主はこう言われる、荒れて、人もおらず獣もいないこ

主は言われる、 見<sup>み</sup>よ、 わたしが イスラエ ルの家とユダの う 家 に

い

う。彼は公平と正義を地に行う。「キその日、ユダは救を得、エう。。 ぱんじゅん せいぎょう おきない かんしはダビデのために一つの正しい枝を生じさせよならば、わたしはダビデのために一つの正しい枝を生じさせよ なえられる。 ルサレムは安らかにおる。その名は『主はわれわれの正義』とと 約束したことをなし遂げる日が来る。「五その日、その時になるやくでく

燔祭をささげ、素祭を焼き、つねに犠牲をささげる人が、レビび<sup>はんさい</sup> - セ主はこう仰せられる、イスラエ とである祭司のうちに絶えることはない」。 デの子孫のうちに欠けることはない。「^またわたしの前に ルの家の位に座する人がダビ

契約も破れる。== 天の星は数えることができず、浜の砂は量るけいやく やぶ てん ほし かそ はま すな はかい。またわたしがわたしに仕えるレビびとである祭司に立てたい。またわたしがわたしに仕えるレビびとである祭司に立てた 契約もまた破れ、彼はその位に座して王となる子を与えられなせば、 ない まっぱい まっぱい まっぱい まっぱい きゅう かい あいい きることができるならば、三 しもベダビデとわたしが結んだい だわたしの契約を破り、昼と夜が定められた時に来ないようにしあなたがたが、昼と結んだわたしの契約を破り、また夜と結ん は自ら選んだ二つのやからを捨てた』といっているのを聞かな ニニ主の言葉はエレミヤに臨んだ、ニュ「あなたはこの民が、『」 わたしに仕えるレビびとである祭司の数を増そう」。 ことができない。そのようにわたしは、しもベダビデの子孫と、 「ヵ主の言葉はエレミヤに臨んだ、IO「主はこう仰せられる、も 彼らはこのようにわたしの民を侮って、これを国とみなかれ の である。 宝主はこう言われる、 もしわたしが昼と夜と

あわれみをたれよう」。
を治める者を選ばない。わたしは彼らを再び栄えさせ、彼らにて、再び彼の子孫のうちからアブラハム、イサク、ヤコブの子孫で、かたしは、ヤコブとわたしのしもベダビデとの子孫を捨て、わたしは、ヤコブとわたしのしもベダビデとの子孫を捨てに契約を立てず、また天地のおきてを定めなかったのであれば、に契約を立てず、また天地のおきてを定めなかったのであれば、

#### 第三四章

びこれを従わせて奴隷とした。ニ そこで主の言葉が主からエが、ニ 後に心を翻し、解放した男女の奴隷をひきかえさせ、再が、ニ で、このでは、から、 かんじょ かんじょ とれい これを奴隷としないということに聞き従って、これを解放したがほう る男女の奴隷を解放し、その兄弟であるユダヤ人を奴隷としなぎやじょとれい。 かいほう 言葉。ヵその契約はすなわち人がおのおのそのヘブルびとであことは 彼らに釈放のことを告げ示した後に、主からエレミヤに臨んだから、 しょくほう から導き出した時、彼らと契約を立てて言った、「罒『あなたが たしはあなたがたの先祖をエジプトの地、 レミヤに臨んだ、三「イスラエルの神、 と、すべての民は人がおのおのその男女の奴隷を解放し、 いことを定めたものであった。10この契約をしたつかさたち ^ ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を立てて、 ルサレム、および残っているユダのすべての町、すなわちラキシ ユダの王ゼデキヤに告げた。セその時バビロンの王の軍勢はエ ☆そこで預言者エレミヤはこの言葉をことごとくエルサレムで れらの堅固な町がなお残っていたからである。 とアゼカを攻めて戦っていた。それはユダの町々のうちに、こ たしがこの言葉をいうのであると主は言わ あなたがたに仕えることをやめさせなければならな 主はこう言われる、 その奴隷であった家はこう言われる、わ

び心を翻して、わたしの名を汚し、おのおの男女の奴隷をその願いころのなが、 わたしの前に契約を立てた。 1 木ところがあなたがたは再なで、 わたしの前に契約を立てた。 1 木ところがあなたがたは再なが、 かつわたしの名をもってとなえられるしいとすることを行い、 かつわたしの名 る者の手に渡す。その死体は空の鳥と野の獣の食物となる。ニの地のすべての民を、三のわたしはその敵の手と、その命を求めの地のすべての民を、三のわたしはその敵の手と、その命を求め の契約を破り、わたしの前に立てた契約の定めに従わない人々はなく、そう。 また せいやく さん したが ひんびんを地のもろもろの国に忌みきらわれるものとする。 1 へわたし 疫病と、ききんとに渡すと主は言われる。 わたしはあなたがたなたがたのために釈放を告げ示して、 あなたがたをつるぎと、 耳を傾けなかった。 ころがあなたがたの先祖たちはわたしに聞き従わず、 ユダのつかさたち、エルサレムのつかさたちと宦官と祭司と、こ を、わたしは彼らが二つに裂いて、その二つの間を通った子牛の の隣に釈放のことを告げ示さなかったので、 る、 あなたがたの奴隷とした。」もそれゆえに、主はこう仰せられ  $\mathcal{O}$ ようにする。 いのままに解放したのをひきかえさせ、 \*おのその隣り人に釈放のことを告げ示して、わたしの見て正を傾けなかった。「ヨ しかしあなたがたは今日、心を改め、お あなたがたがわたしに聞き従わず、おのおのその兄 弟とそ ――」れすなわち二つに分けた子牛の間を通った | 五しかしあなたがたは今日、 そのつかさたちをその敵 再びこれを従わせて、 見<sup>み</sup> よ、 の食物となる。ニ 、心を改め、 わたしはあ またその

彼らはこの町 わたしはユ

## 第三五

-ユ 次にあって、門を守るシャルムの子マアセヤの室の上にあった。ヤの子であって神の人であった。その室は、つかさたちの室の 宮の一室に連れてきて、酒を飲ませなさい」。゠そこでわたしは含やいっとった言葉。ニ「レカブびとの家に行って、彼らと語り、彼らを主のだ言葉。ニ らに、「酒を飲みなさい」と言ったが、^彼らは答えた、「われ 宮にあるハナンの子たちの室に連れてきた。 そのむすこたち、およびレカブびとの全家を連れ、四これを主のしまれています。 してはならない。 ハバジニヤの子エレミヤの子であるヤザニヤと、 わたしはレカブびとの前に酒を満たしたつぼと杯を置き、 ダの王ヨシヤの子エホヤキムの時、 そうするならば、 あなたがたは生きながらえる間は幕屋に住んどう畑を植えてはならない。またこれを所有準になんではならない。またこれを所有 主からエレミヤに臨って ハナンはイグダリ その兄弟と、

五

で

従わなかった。「ヨわたしはまた、わたしのしもべである預言者あなたがたはわたしがしきりに語ったけれども、わたしに聞きあまで酒を飲まず、その先祖の命に従ってきた。ところがに至るまで酒を飲まず、その先祖の命に従ってきた。ところが に至るまで酒を飲まず、その先祖の命に従ってきた。ところがこれで、「できないなと命じた言葉は守られてきた。彼らは今日の子孫に酒を飲むなと命じた言葉は守られてきた。彼らは今日の子孫と酒といるとはないのか。「四 レカブの子ヨナダブがそにむ者とに告げよ。主は仰せられる、あなたがたはわたしのす。 こその時、主の言葉がエレミヤに臨んだ、こ「万軍の主、イスてわれわれはエルサレムに住んでいるのです」。 える間、酒を飲まず、ヵ住む家を建てず、ぶどう畑も畑も種も持いた言葉に従って、われわれも、妻も、むすこ娘も生きながらいた言葉に従って、われわれも、妻も、むすこ娘も生きながら ラエルの神はこう言われる、行って、ユダの人々とエルサレムに われは言いました、『さあ、われわれはエルサレムへ行こう。 しバビロンの王ネブカデレザルがこの地に上ってきた時、 れわれに命じたところに従れれれれに命じたところに従れ われは、レカブの子であるわれわれの先祖ヨナダブがすべて命に長く生きることができると言ったからです』。<こうしてわれ ルデヤびとの軍勢とスリヤびとの軍勢が恐ろしい』と。こうしいデヤびとの軍勢とスリヤびとの軍勢が恐ろしい』と、こうし たないで、10幕屋に住み、すべてわれわれの先祖ヨナダブがわ く生きることができると言ったからです』。 が しきりにあなたがたにつかわして言わせた、『あなたが あなたがたと、 おのその悪い道を離れ、 従い仕えてはならない。 あなたがたの先祖に与えたこの地に住ならない。そうすれば、あなたがたは い、そのように行いました。こ しか その行いを改めなさい。 われ カ ほ

では、つかしあなたがたは耳を傾けず、わたしに したが らに命じた命令を守っているのである。しかしこの民はわたし に従わなかった。「キレカブの子ヨナダブの子孫は、その先祖が彼らに、わたしが彼らの上に宣告した災を下す。わたしが彼らに、わたしが彼らの上に宣告した災を下す。わたしが彼らにに、わたしが彼らの上に宣告した災を下す。わたしが彼らになった。イスラエルの神はこう仰せられる、見よ、わたしはユダとエルサレムに住む者とこう仰せられる、見よ、わたしはユダとエルサレムに住む者とこう仰せられる、見よ、わたしはユダとエルサレムに住む者といった。イスラエルの神はこう仰せられる、あなたがたは先祖ヨナの主、イスラエルの神はこうにからである」。 「へところでエレミヤはレカブびとの家の人々に言った、「万軍がブの命に従い、そのすべての戒めを守り、彼があなたがたは先祖ヨナダブの命に従い、そのすべての戒めを守り、彼があなたがたに命が、からしたが、そのすべての戒めを守り、彼があなたがたに命が、からしたが、そのすべての戒めを守り、彼があなたがたに命が、からしたが、そのすべての戒めを守り、彼があなたがたは先祖ヨナッコにない。「とない」といい。「カート」といいの神はこうにないのではない。「カート」といいのではないではない。「カート」といいの神はこうには、カート」といいの神はこかといいではないには、カート」といいの神はこからには、カート」といいでは、カート」といいの神はこからには、カート」といいの神はこかには、カート」といいの神は、カート」といいの神は、カート」といいの神は、カート」といいの神は、カート」といいのである。しかしているでは、カート」といいの神は、カート」といいの神は、カート」といいているのである。

## 第三六章

ての災を聞いて、おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろての災を聞いて、おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろにしるしなさい。ヨユダの家がわたしの下そうとしているすべとユダと万国とに関してあなたは巻物を取り、わたしがあなたによったり、すなわちヨシヤの日から今日に至るまで、イスラエル語った日、すなわちヨシヤの日から今日に至るまで、イスラエル語のと、はんど、はんど、はんど、はんど、このでは、というには、かんとのでは、これがあるこの言葉がエーユダの光ヨシヤの子エホヤキムの四年に主からこの言葉がエーユダの光ヨシヤの子エホヤキムの四年に主からこの言葉がエーユダの光ヨシヤの子エホヤキムの四年に主からこの言葉がエーュダの光ヨシヤの子エホヤキムの四年に主からこの言葉がエーュ

そうす わたしはそのとがとその罪をゆるすか も 知し れ

ら来て聞いているところで、それを読みなさい。t彼らは主の前等記した主の言葉を読みなさい。またユダの人々がその町々かれで、あなたが行って、断食の日に主の宮で、すべての民が聞いれで、あなたが行って、断食の日に主の宮で、すべての民が聞いれで、あなたが行って、断食の日に主の宮で、すべての民が聞いて言った、「わたしは主の宮に行くことを妨げられている。^そ う。主がこの民に対して宣告された怒りと憤りは大きいからでに祈願をささげ、おのおのその悪い道を離れて帰ることもあろ ミヤの口述にしたがって、主が彼にお告げになった言葉をこと四そこでエレミヤはネリヤの子バルクを呼んだ。バルクはエレ ごとく巻物に書きしるした。 

書記シャパンの子であるゲマリヤのへやで、の宮の上の庭で、主の宮の第し、門のシー レミヤの言葉をすべての民に読み聞かせた。 巻物に書かれ たエ

九

八

ンの子であるゲマリヤの子ミカヤはその 巻物の ある

王のもとへ行って、

このすべての言葉を王に告げたので

口がしゅっ こ0 そこで彼らは巻物を書記エリシャマのへやに置いてを隠しなさい。人に所在を知られてはなりません」。 デをバルクのもとにつかわして言わせた、「あなたが民に読み聞四つかさたちはクシの子セレミヤの子であるネタニヤの子エホ かせたとき、自分の聞いたすべての言葉を彼らに告げたので、こそこに座していた。「ミミカヤはバルクが民に巻物を読んで聞き 下って行くと、もろもろのつかさたち、主の言葉をことごとく聞いて、三王の べての言葉を、王に報告しなければならない」。エセーそしてバルき、恐れて互に見かわし、バルクに言った、「われわれはこのす それを彼らに読みきかせた。「^彼らはそのすべての言葉を聞はバルクに言った、「座してそれを読んでください」。バルクは して書いたのか話してください。彼の口述によるのですか」。 クに尋ねて言った、「このすべての言葉を、あなたがどのように ゲマリヤ、ハナニヤの子ゼデキヤおよびすべてのつかさたち マ、 つかさたちはバルクに言った、「行って、 アヒッロ エ・ーーーーーーーー、 ぽメピッラ。 ホットート。 ド、 ドド ドド ドド パルクは彼らに答えた、「彼がわたしにこのすべての言葉をパルクはタピ ドド ドド つかさたちはクシの子セレミヤの子であるネタニヤの子エ の言葉をことごとく聞いて、「三王の家にある書記した。」 シマヤの子デラヤ、アカボルの子エルナタン、シャパ したので、 わたしはそれを墨 汁で巻物に書いたのです」。こ すなわち書記エ エレミヤと一 読んで聞き さたちが リシャ やに

てこう言われる、タゥと書いたのか」と。

れる、

彼の子孫にはダビデの位にすわる者がなくな IIO それゆえ主はユダの王エホヤキムについ

かの王が必ず来てこの地を滅ぼし、ここから人と獣とを絶やす、との王が必ず来てこの地を滅ぼし、ここから人と獣とを絶やす、よっなない。

ある言葉

ヤキムについて言いなさい、『主はこう仰せられる、

あなたはこ

の巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた、前の巻物のうちにまきものと

王と王のかたわらに立っているすべてのつかさたちに読みきかま。まっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱん このすべての言葉を聞いても恐れず、またその着物を裂くこと に巻物全部を炉の火で焼きつくした。 1四 王とその家来たちはと、王は小刀をもってそれを切り取り、炉の火に投げいれ、ついき。 いがな 三王はその巻物を持ってこさせるためにエホデをつか た巻物を王が焼いた後、主の言葉がエレミヤに臨んだ、三へ「他まきもの まう ゃ のち しゅ ごとば ので たま バルクがエレミヤの口 述にしたがって筆記した言葉を載せ ブデルの子セレミヤに、書記バルクと預言者エレミヤを捕える た。 エヘ そして王は王子エラメルとアヅリエルの子セラヤとア ようにと命じたが、主は彼らを隠された。 の巻物を焼かないようにと願ったときにも彼は聞きいれなかっぱきもの。 ホデは書記エリシャマのへやから巻物を取ってきて、 わした。

> す。この災のことについては、すでに語ったけれども、彼らは聞いまする。また彼らとエルサレムの民とユダの人々には災を下に罰する。また彼らとエルサレムの民とユダの人々には災を下します。 三 わたしはまた彼とその子孫とその家来たちをその罪の ここ わたしはまた彼とその子孫とその家来たちをその罪の る。 くことをしなかった』」。 また彼の死体は捨てられて昼は暑さにあい、 夜は霜にあう。

きしるし、また同じような言葉を多くそれに加えた。巻物のすべての言葉を、エレミヤの口述にしたがってそれ#ッ±5-50 

## 第三七

中に出入りしていた。まだ獄屋に入れられなかったからでなっていれていた。まだ獄屋に入れられなかったからでなってい。正に祈ってください」と言わせた。四エレミヤは民われの神、主に祈ってください」と言わせた。四 預言者エレミヤによって語られた言葉に聞き従わなかった。よげんしゃ かん かん ことば き したが たのである。二 彼もその家来たちも、その地の人々も、こ る。 ニヤを預言者エレミヤにつかわして、「われわれのために、 ゠ゼデキヤ王はセレミヤの子ユカルと、マアセヤの子祭司ゼパ なった。バビロンの王ネブカデレザル - ヨシヤの子ゼデキヤはエホヤキムの子コニ め 囲んでいたカルデヤびとはその情 報を聞いてエルサレ 五 口の軍勢がエジプトから出て来たので、エルサレムを攻せ が彼をユダの地 なかったからであ ヤに代われ での王とし つて王と われ ムを  $\mathcal{O}$ 

らない。彼らは去ることはない。「○たといあなたがたが自分びとはきっとわれわれを離れ去る」といって自分を欺いてはなびとはきっとわれわれを離れまる」といって自分を欺いてはな ヘカルデヤびとが再び来てこの町を攻めて戦い、これを取って 焼き滅ぼす』」。 火で焼き滅ぼす。ヵ主はこう言われる、あなたがたは、「カルデヤ に出てきたパロの軍勢はその国エジプトに帰ろうとしている。 しに求めたユダの王にこう言いなさい、『あなたがたを救うため スラエルの神、主はこう言われる、あなたがたをつかわしてわた 、たその時、 マイ

レミヤを捕え、「あなたはカルデヤびとの側に脱走しようとしてヤの子セレミヤの子でイリヤという名の番兵がいて、預言者エヤの子の うちに自分の分け前を受け取るため、エルサレムを立ってその ルサレムを退いたとき、ニエレミヤは、ベニヤミンの地で民のニーさてカルデヤびとの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエ たしはカルデヤびとの側に脱走しようとしていない」。 ヨナタンの家の獄屋にいれた。 イリヤは聞かず、エレミヤを捕えて、 いる」と言った。「四エレミヤは言った、「それはまちがいだ。 へ行こうと、エ゠ベニヤミンの門に着いたとき、そこにハナニ | 玉つかさたちは怒って、 この家が獄屋になっていたから エレミヤを打ちたたき、 つかさたちのもとへ引いて しかし わ

\ <u>`</u>

である。

は自分の家でひそかに彼に尋ねて言った、「主から何かお言葉がのち、」セゼデキヤ王は人をつかわし、彼を連れてこさせた。王 れは町にパンがなくなるまで続いた。 つ、パンを造る者の町から毎日パン一個を彼に与えさせた。こ こでゼデキヤ王は命を下し、エレミヤを監視の庭に入れさせ、か ゼデキヤ玉に言った、「わたしが獄屋にいれられたのは、 ください。 の王はあなたがたをも、この地をも攻めにこない』と言っていた たはバビロンの王の手に引き渡されます」。「<エレミヤはまた あったか」。エレミヤはあったと答えた。そして言った、「あな 庭にいた。 そうでないと、わたしはそこで殺されるでしょう」。三 そ わたしを書記ヨナタンの家へ帰らせないでくださ こうしてエレミヤは監 彼を連れてこさせた。王 そこに多くの日を送って あなた

## 第三八

の

マッタンの子シパテヤ、パシュルの子ゲダリヤ、セレミヤの子

ヤを穴に投げ入れたことを聞いた。その時、王はベニヤミンのセ 宝 な な とき まった 王の家の宦官エチオピヤびとエベデメレクは、彼らがエレミ われる、この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼ら自分のぶんどり物として生きることができる。三主はこう言とはてカルデヤびとにくだる者は死を免れる。すなわちそのかし出てカルデヤびとにくだる者は死を免れる。すなわちそのかので 王に言った、ヵ「王なるわが君よ、この人々が預言者エレミヤに背。 いっぱい まず ひとびと よげんしゃ 門に座していたので、Aエベデメレクは王の家から出て行ってまた さ すなわち、綱をもってエレミヤをつり降ろしたが、その穴には水きやを捕え、監視の庭にある王子マルキヤの穴に投げ入れた。 人は民の安泰を求めないで、その災を求めているのです」。まぜ デキヤ王は言った、「見よ、彼はあなたがたの手にある。王はあ る兵士の手と、すべての民の手を弱くしているからです。この 殺してください。このような言葉をのべて、この町に残ってい の町にとどまる者は、つるぎや、ききんや、疫病で死ぬ。 した。町に食物がなくなりましたから、彼はそこで餓死するでしたことはみな良いことではありません。彼を穴に投げ入れましたことはみなま はこれを取る」。四すると、つかさたちは王に言った、「この人を なたがたに逆らって何事をもなし得ない」。 \* そこで彼らはエレ ていたその言葉を聞いた。三彼は言った、「主はこう言われ よう」。 町に食物がなくなりましたから、サック しょくもつ 泥だけであったので、エレミヤは泥の中に沈んだ。 マルキャの子パシュルはエレミヤがすべての民に告げ \_ 0 王はエチオピヤびとエベデメレクに命じて言っ る、こ か

引き上げた。そしてエレミヤは監視の庭にとどまった。のようにした。こますると彼らは綱をもってエレミヤを穴からのようにした。こますると彼らは綱をもってエレミヤを穴から の魂を造られた主は生きておられる。わたしはあなたを殺さな時ゼデキヤ王は、ひそかにエレミヤに誓って言った、「われわれ時 忠告をしても、あなたはお聞きにならないでしょう」。「<そも必ずわたしを殺されるではありませんか。たといわたしば必ずわたしを殺されるではありませんか。 三の門に連れてこさせ、玉はエレミヤに言った、「あなたに尋ね 四四 ミヤはゼデキヤに言った、「もしわたしがお話するなら、 はさんで、綱に当てなさい」とエレミヤに言った。 とエベデメレクは、「この布切れや着物を、 い、またあなたの命を求める者の手に、あなたを渡すこともしない。またあなたの命を求める者の手に、あなたを渡すこともしな たいことがある。何事もわたしに隠してはならない」。|= のところへ、綱をもってつり降ろした。三そしてエチオピヤび た、「ここから三人のひとを連れて行って、預言者エ ゼデキヤ王は人をつかわして預言者エレミヤを主の宮のばデキャーは、ひとしている。 あなたのわきの下に エレミヤはそ あなた エレ 第点

たちに降伏するならば、あなたの命は助かり、またこの町は火での神、主はこう仰せられる、もしあなたがバビロンの王のつかさか。というないは、これでは、このでは、イスラエル・そこでエレミヤはゼデキヤに言った、「万軍の神、イスラエル

焼かれることなく、あなたも、あなたの家の者も生きながらえるためできる。「<しかし、もしあなたが出てバビロンの王のつことができる。「<しかし、もしあなたが出てバビロンの王のつことができない」。「カゼデキヤ王はエレミヤに言った、「わたしはカルデヤびとに脱走したユダヤ人を恐れている。カルデヤびとはわたしを彼らの手に渡し、彼らはわたしをはずかしめる」。このエレミヤは言った、「彼らはあなたを渡さないでしょう。どうか、わたしがあなたに告げた主の声に聞き従ってください。そか、わたしがあなたに告げた主の声に聞き従ってください。そか、わたしがあなたに告げた主の声に聞き従ってください。そを拒むならば、主がわたしに示された幻を申しましょう。ごはなわち、ユダの王の家に残っている女たちは、みなバビロンの王ののつかさたちの所へ引いて行かれます。その女たちは言うのでのつかさたちの所へ引いて行かれます。その女たちは言うのでなわち、ユダの王の家に残っている女たちは、みなバビロンの王ののつかさたちの所へ引いて行かれます。その女たちは言うので

そしてあなたに勝った。『あなたの親しい友だちがあなたを欺いた、』

このゼデキヤはエレミヤに言った、「これらの言葉を人に知らせい。 この王に捕えられる。そしてこの町は火で焼かれるでしょう」。 される。あなた自身もその手をのがれることができず、バビロされる。あなた自身もその手をのがれることができず、バビロであなたの妻たちと子供たちは皆カルデヤびとの所へひき出て去る』。 そしてあなたに勝った。

## 第三九章

どまっていた。

のつかさたちは皆ともに来て中の門に座した。四ユダの王ゼデラブマグのネルガル・シャレゼルおよびバビロンの王のその他がより、アルガル・シャレゼル、サムガル・ネボ、ラブサリスのサルセキム、アキャの十一年四月九日になって町の一角が破れた。三エルサデキャの十一年四月九日になって町の一角が破れた。三エルサディンの大のネルが、エルサレムに来てこれを攻め囲んだが、ニゼはその全軍を率い、エルサレムに来てこれを攻め囲んだが、ニゼはその全軍を率い、エルサレムに来てこれを攻め囲んだが、ニゼはその大きでは、アビロンの主流が、コダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの主流がカデレザル・ユダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの主流がカデレザル・コダの王ゼデキャの九年十月、バビロンの主流がカデレザル・コダのエゼデキャの九年十月、バビロンの主流が大きにより、

ゼデキヤの子たちを彼の目の前で殺した。バビロンの王はまたで、王はそこで彼の罪をさだめた。ボバビロンの王はリブラで、にいるバビロンの王ネブカデレザルのもとに引いて行ったの 庭園の道を通って、二つの城壁の間の門から町を出て、アでいえん。 やき とお じょうくき あいだ もん まき でもかとすべての兵士たちはこれを見て逃げ、夜のうちに、キヤとすべての兵士 の 平 ユダのすべての貴族たちを殺した。

ヒ 王はまたゼデキヤの目を 方へ行ったが、五 地でゼデキヤに追いつき、これを捕えて、ハマテの地リブラ カルデヤびとの軍勢はこれを追って、 アラバ エリコ 王ぉ  $\mathcal{O}$ 

てやりなさい」。ここそこで侍衛の長ネブザラダン、ラブサリス ビロンの王のつかさたちは、 L話をせよ。害を加えることなく、彼があなたに言うようにしま ネブシャズバン、ラブマグのネルガル・シャレゼル、およびバ から連れてこさせ、 シャパンの子アヒカムの子である 四人をつかわして、 事につい エレミヤを よく T

> ちにいた ゲダリヤに託 して、 家につれて行かせた。こうして彼れ は民たみ のう

の手に その日わたしはあなたを救う。 | エレミヤが監視の庭に閉じこめられていた時、 あなたのぶんどり物となる。 るぎに倒れることのないようにするからである。 た災をわたしはこの町に下す、幸をこれに下すのではない。それがあり、 さい、『万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、わたしの言い の日、この事があなたの目の前で成就する。」も主は言われる、 に臨んだ、「宀「行って、エチオピヤびとエベデメレー。 あると主は言われる』」。 渡されることはない。 -^わたしが必ずあなたを救い、 \*\*\* あなたがわたしに寄り頼んだから あなたは自分の恐れている人々 あなたの命はいのち 主じゅ クに告げな 页 言葉 が つ つ 彼れ

## 第四

で

えて行ったが、ついにラマで彼を釈放した。その後、ユダの人々のうちにエレミヤを鎖につないでおいて、 侍衛の長 ネブザラダンは、バビロンに移されるエルサレムと じょう あなたがた 、主の言葉は、これを背 つ Ξ

所へ行って、彼と共にその地に残っている民のうちに住んだ。 ンの子であるアヒカムの子ゲダリヤは、彼らとその配下の人々配下の人々は、ミヅパにいるゲダリヤのもとへ行った。ヵシャパはいか、ひとびと 女、子供、および国のうちのバビロンに移されない貧しい者をきなることもできる。まずである。の王がアヒカムの子ゲダリヤを立てて、その地の総督とし、男、のまか 子アヒカムの子であるゲダリヤの所へ帰り、彼と共に民のうちば、バビロンの王がユダの町々の総督として立てたシャパンの さい」。こうして侍衛の長は彼に糧 まも ただ まもととろ いしい。見よ、この地はみなあなたの前にあります、あなたが良いしい。 み たがたの上に 彼に委託した事を聞いたので、<ネタニヤの子イシマエルと、ホボ゙レッドペ に住みなさい。 と思い、正しいと思う所に行きなさい。耳あなたがとどまるなら にバビロンへ行くのが良いと思われるなら、 であるエパイの子たちと、マアカびとの子ヤザニヤおよびその レヤの子ヨハナンおよびタンホメテの子セラヤと、ネトパびと しと一緒にバビロンには行きたくないなら、 たしは、じゅうぶんあなたの世話をします。 の鎖を解いてあなたを釈放する。 バビロンの王がユダの町々の総督として立てたシャパンのます。ますまでできょく て言った、「カルデヤびとに仕えることを恐れるに及ばない。」 臨んだのだ。四見よ、わたしはきょう、 あるいはまたあなたが正しいと思う所へ行きな 食と贈り物を与えて去らせ もしあなたがわた 行かなくてもよろ おいでなさい。 カ わ

を集めた。 こととを聞いた。こそこでそのユダヤ人らはみなその追い ゲダリヤのもとにきた。そして多くのぶどう酒と夏のくだもがダリヤのもとにきた。そして多いのぶどう酒と夏のくだも られたもろもろの所から帰ってきて、 パンの子であるアヒカムの子ゲダリヤを立ててその総督とした に、モアブとアンモンびとのうち、 たくわえ、 たがたは、ぶどう酒や夏のくだもの、 カルデヤびとの前に、あなたがたのために立ちましょう。 は幸福になる。10わたしはミヅパにいて、 い。この いるユダヤ人は、バビロンの王がユダに人を残したことと、シャ 地に住んでバビロンの王に仕えるならば、 あなたがたの獲た町々に住みなさい」。二 同じよう またエドムおよび他の国々に ユダの地のミヅパにいる 油を集めて、 われわれの所に来る それを器に あなたが や

て偽りを言っているのです」。言った、「この事をしてはならない。あなたはイシマエルについ言った、「この事をしてはならない。あなたはイシマエルについ

#### 第四一章

し、三イシマエルはまたミヅパでゲダリヤと共にいたすべてのと、まず、こうかん り、また王の高官のひとりであるイシマエルは、王の十人のつかと、ミヅパで食を共にしたが、ニネタニヤの子イシマエルおよびて、ミヅパで食を共にしたが、ニネタニヤの子イシマエルおよびと、ミヅパで食を共にしたが、ニネタニヤの子ゲダリヤのもとにきと、また王の高官のひとりであるイシマエルは、王の十人のつかし、三イシマエルはまたミヅパでゲダリヤと共にいたすべてのし、三イシマエルはまたミヅパでゲダリヤと共にいたすべてのとなる。 と、これらいとのであるイシマエルは、王の十人のつから、また王の高官のひとりであるイシマエルは、王の十人のつから、まが、といっと、これには、王の十人の一つから、またまで、これには、王の十人と、たまたまそこにいたカルデヤびとの兵士たちを殺し、三イシマエルはまたこので、エリシャマの子ネタニヤの子であった。

り行こうとして立ち去った。

は自分と一緒にいた人々と共に彼らを殺して、その死体を穴には自分と一緒にいた人々と共に彼らを殺して、その死体を穴にて、「アヒカムの子ゲダリヤのもとにおいでなさい」と言った。セエルはミヅパから泣きながら出てきて彼らを迎え、彼らに会って、「アヒカムの子ゲダリヤのもとにおいでなさい」と言った。セモルはミヅパから泣きながら出てきて彼らを迎え、彼らに会って、「アヒカムの子ゲダリヤのもとにおいでなさい」と言った。セースには素祭のささげ物と香を携え、シケム、シロ、サマリーのけ、手には素祭のささげ物と香を携え、シケム、シロ、サマリーのけ、手には素祭のささげ物と香を携え、シケム、シロ、サマリーのけ、手には素祭のささげ物と香を携え、シース・ショーの中にはいったとき、ネタニヤの子イシマエルをして彼らが町の中にはいったとき、ネタニヤの子イシマエルをいる。

殺したことにより、カルデヤびとを恐れたからである。
とこれは、ネタニヤの子イシマエルが、バビロンのどまった。「<これは、ネタニヤの子イシマエルが、バビロンのどまった。「<これは、ネタニヤの子イシマエルが、バビロンのどまった。」<これは、ネタニヤの子イシマエルが、バビロンのではれてきた、あの残っていた民、すなわち兵士や女、子供、宦官で連れてきた、あの残っていた民、すなわち兵士や女、子供、宦官で連れてきた、あの残っていた民、すなわち兵士や女、子供、宦官で連れてきた、あの残っていた民、すなわち兵士や女、子供、宦官で連れてきた、あの残っていた民、すなわち兵士や女、おどが、おいのようにより、カルデヤびとを恐れたからである。

#### 第匹二章

いであなたがたに言いましょう」。五彼らはエレミヤに言った、いであなたがたに言いましょう。主があなたがたに言いましたがって、あなたがたの神、主に祈りた。あなたがたの求めにしたがって、あなたがたの神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参ら神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参ら神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参ら神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参ら神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参ら神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参ら神、主に祈ってください、(今ごらんのとおり、われわれは参らからち、わずかに残っている者です)三そうすれば、あなたの神、主に祈って、あなたがたの神、主に祈りた。あなたがたの求めにしたがって、あなたがたの神、主に祈りた。あなたがたの求めにしたがって、あなたがたの神、主に祈りましょう。主があなたがたに答えられることを、何事も隠さないであなたがたの求めにしたがって、あなたがたの神、主に祈りた。あなたがたの求めにしたがって、あなたがたの神、主に祈りた。あなたがたのおというなと、およびカレヤの子ヨハナンと、ホシャーそのとき軍勢の長たち、およびカレヤの子ヨハナンと、ホシャーそのとき軍勢の長たち、およびカレヤの子ョハナンと、ホシャースのときない。

せ十日の後、主の言葉がエレミヤに臨んだ。<エレミヤはカレヤで、ことは、との言葉を、われわれが行わないときは、どうか主がわれわれに、ての言葉を、われわれが行わないときは、どうか主がわれわれは良対してまことの真実な証人となられるように。<われわれは良めしてまことの真実な証人となられるように。<われわれは良めしてまことの真実な証人となられるように。<われわれは表われわれば幸を得るでしょう」。

たの神、神、 らに言った、「あなたがたがわたしをつかわして、あなたの祈願最も小さい者から最も大いなる者までことごとく招いて、カ、彼れて、カーの子ヨハナンおよび彼と共にいる軍勢の長たち、ならびに民のの子ヨハナンおよび彼と とま ない。 あなたがたを救い、彼の手から助け出すからである。三 わたし恐れてはならない。彼を恐れてはならない、わたしが共にいて、である。二 主は言われる、あなたが恐れているバビロンの王をである。 がたを建てて倒すことなく、あなたがたを植えて抜くことはし0もしあなたがたがこの地にとどまるならば、わたしはあなた なたがたを自分の地にとどまらせる。「三しかし、もしあなたがはあなたがたをあわれみ、また彼にあなたがたをあわれませ、あ の戦争を見ず、 たが、『われわれはこの地にとどまらない』といって、 わたしはあなたがたに災を下したことを悔いているから 主の声にしたがわず、「四また、『いいえ、 ラッパの声を聞かず、 食物も乏しくないエジプ われ あなたが われはあ

ない。 では、コメダの残っている炎をのがれて残る者はそのうちにない。 でいるききんは、すぐあとを追ってエジプトへ行って るつるぎはエジプトの地であなたがたに追いつき、あなたがたの恐れているききんは、すぐあとを追ってエジプトまで行き、その形であなたがたは死ぬ。」もすべてむりにエジプトネでいるがたの恐れているが、コメダの残っているぎと、ききんと、変病で死ぬ。わたしがそこに住む者は、つるぎと、ききんと、変病で死ぬ。 万軍の所であなたがたは死ぬ。」もずべてむりにエジプトネで行き、その所であなたがたは、すぐあとを追ってエジプトまで行き、その所であなたがたは、すぐあとを追ってエジプトネでいるがた。 そこに住む者は、つるぎと、ききんと、変病で死ぬ。 わたしがそこに住む者は、つるぎと、ききんと、変病で死ぬ。 わたしがそこに住む者は、つるぎと、ききんと、変病で死ぬ。 わたしがらに下そうとしている災をのがれて残る者はそのうちにないた。

| 憤りとをエルサレムの住 民の上に注いだように、わたしの憤りいきとお 「<万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、わたしの怒りと 主に祈り、われわれの神、主の言われることをことごとく示していまいい。 がたはみずからそむき去って、 ことを、 ずかしめとなる。 ない』と主はあなたがたに言われた。わたしがきょう警告した あなたがたは、のろいとなり、恐怖となり、ののしりとなり、 ください。 い。「ヵユダの残っている者たちよ、『エジプトへ行ってはならい。」 あなたがたがエジプトへ行くとき、あなたがたの上に注ぐ。 あなたがたは確かに知らなければならない。このあなた わ れわれはそれを行います』と言ったので、三わた あなたがたは再びこの所を見ることができな 命を失った。なぜなら、 あなた は

い」。 ききんと、疫病で死ぬことを確かに知らなければならなた、ききんと、疫病で死ぬことを確かに知らなければならなたって住まうことを願っているその所で、あなたがたはつるぎこしも従わなかったからである。 ニーそれゆえ、あなたがたがたがを聞かず、主がわたしをつかわして命じさせられた事には、すき、意味がある。 から、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしはきょうそれを示したが、あなたがたはあなたがたの神、主のしまでは、

## 第四三章

彼はエジプトの をとりこにし、 さい、『万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、見よ、わた宮殿の入口の敷石のしっくいの中に隠して、10彼らに言いな取り、ユダの人々の目の前で、これをタパネスにあるパロの取り、ユダの人で、 の目の前で、これをタパネスにあるパロの取り <主の言葉はタパネスでエレミヤに臨んだ、ヵ「大きな石を手にして彼らはついにタパネスに行った。 その上に王の天蓋を張る。こ彼は来てエジプトの地を撃ち、ブカデレザルを招く。彼はその位をこの隠した石の上にすえ、 の地へ行った。彼らは主の声にしたがわなかったのである。びに預言者エレミヤとネリヤの子バルクをつれて、ェエジプ ジプトの神々の宮を火で焼く』」。 ぱエジプトの地にあるヘリオポリスのオベリスクをこわし、はエジプトの地にあるヘリオポリスのオベリスクをこわし、 こにする。 疫病に定まっている者を疫病に渡し、とりこに定まっている者。 まきばよう きだ しは使者をつかわして、 パンの子であるアヒカムの子ゲダリヤに渡しておいた者、 こにする。そして羊を飼う者が着物の虫をはらいきよめるようはエジプトの神々の宮に火をつけてこれを焼き、彼らをとり、 エジプトの地をきよめる。 一の娘たち、 者エレミヤとネリヤの子バルクをつれて、セエジプト つるぎに定まっている者をつるぎにかける。 およびすべて侍 わたしのしもべであるバビロンの王ネノエルの神はこう言われる、見よ、わた 彼は安らかにそこを去る。この彼れかれ 衛の長 ネブザラダンがシャ なら Ξ そ エ

害し、ユダのう言われる、 荒れ、滅びてしまった。ヶ万軍の神、イスラエルの神、主は今こか、ほるのちまたに注ぎ、それを焼いたので、それらは今日のようにシムのちまたに注ぎ、それを焼いたので、それらは今日のように 聞かず、耳を傾けず、ほかの神々に香をたいて、その悪を離れなき。 かたむ かみがみ こう からばる この憎むべき事をしないように』と言わせたけれども、エ 彼らは ある。すなわち彼らは自分も、あなたがたも、あなたがたの先祖ョこれは彼らが悪を行って、わたしを怒らせたことによるので 臨んだ言葉、ニ「万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、あるで、 ことば、 ばんぐん しゅ かみ かみ かみ しょう はん メンピス、パテロスの地に住む者の事についてエレミヤに なたがたはその手のわざをもってわたしを怒らせ、 かった。<それゆえ、わたしは怒りと憤りをユダの町々とエルサ きりにあなたがたにつかわして、『どうか、わたしの忌みきらう えた。四わたしは自分のしもべであるすべての預言者たちを、し た。 - エジプトの地に住んでいるユダヤ人すなわちミグド を断って、ひとりも残らないようにしようとするのか。^^なぜ たちも知らなかった、ほかの神々に行って、 行って住まうエジプトの地で、 見よ、これらは今日、すでに荒れ地となって住む人もない。 ユダのうちから、 うちから、あなたがたの男と女と、子供と乳のみ子あなたがたはなぜ大いなる悪を行って自分自身をあなたがにはなぜ大いなる悪を行って自分自身を ほかの神々に香をたいて自 香をたき、これに仕 あなたがた タ

およびその所に立っている女たちの大いなる群衆、

な

五その時、

思、およびあなたがた自身の悪、あなたがたの妻たちの悪をあなあなたがたの先祖たちの悪、ユダの王たちの悪、その妻たちの悪をあななろうとするのか。ヵユダの世とエリナーュ() てエジプトの地に倒れる。彼らは、つるぎとききんに滅ぼされ、に行ったあのユダの残りの者を取り除く。彼らはみな滅ぼされとく断つ。三 またわたしは、エジプトの地に住むために、むり うユダの地へ帰る者はひとりもない。ダの残りの者のうち、のがれ、または残 ダの残りの者のうち、のがれ、または残って、帰り住まおうと願する。 | 四それゆえ、エジプトの地へ行ってそこに住んでいるユ 最も小さい者から最も大いなる者まで、つるぎとききんによっ こそれゆえ万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、見よ、わばなんのよう。 れず、あなたがたとあなたがたの先祖たちの前に立てた、わたしれず、あなたがたとあなたがたの先祖たちの前に立てた、わたし の身を滅ぼし、地の万国のうちに、のろいとなり、 はずかしめとなる。「゠わたしはエルサレムを罰したように、 たしは顔をあなたがたに向けて災を下し、ユダの人々をことご の律法とわたしの定めとに従って歩まないのである。 ききんと、疫病をもってエジプトに住んでいる者を罰しめとなる。 | = わたしはエルサレムを罰したように、つ 帰ってくる者はない」。 そして、 のろいとなり、恐怖となり、ののしりとなり、 少数ののがれる者のほしょうすう はずか U めと

> 造り、酒を注いだのは、わたしたちの夫が許したことではあります。また、香香をたき、酒をその前に注ぐに当って、これにかたどってパンをき ちが行ったようにいたします。その時には、わたしたちは糧 食 せんか」。 ぼされました」。「ヵまた女たちは言った、「わたしたちが天后に くなった時から、すべての物に乏しくなり、つるぎとききんに滅 わたしたちが、天后に香をたくことをやめ、酒をその前に注がな には飽き、しあわせで、『災に会いませんでした。「^ところが、 先祖たちおよびわたしたちの王たちと、わたしたちのつかさたの町々とエルサレムのちまたで、わたしたちとわたしたちの に香を天后にたき、また酒をその前に注ぎます。すなわち、ユダ ちは誓ったことをみな行い、わたしたちが、もと行っていたよう れた言葉は、わたしたちは聞くことができません。「ゎわたした えて言った、 らびにエジプトの地のパテロスに住んでいる民はエ 一六 「あなたが主の名によってわたしたちに述べら レミヤに答

の憎むべき行いのために、もはや忍ぶことができなくなられた。 まかま いっこ 主はあなたがたの悪しきわざのため、あなたがたとあなたがたの先祖たち、およびその地の民が香をたいたことは、主がこれを忘れず、また、 心にとどめておられることでとあなたがたのつかさたち、およびその地の民が香をたいたことは、 主がこれを忘れず、また、 心にとどめておられることでとあなたがたのつかさたち、およびこの答をしたすって、 とは、 主が こう そこでエレミヤは男女のすべての人、およびこの答をしたすって そこでエレミヤは男女のすべての人、およびこの答をしたすって そこでエレミヤは男女のすべての人、およびこの答をしたす

であるたがたに臨んだのである」。 となり、のろいとなり、住む人のない地となった。III あなたがとなり、のろいとなり、住む人のない地となった。III あなたがとなり、のろいとなり、住む人のない地となった。III あなたがとなり、あかしに従って歩まなかったので、今日のようにこのたが香をたき、主に罪を犯し、主の声に聞き従わず、その律法と、たが香をたき、主に罪を犯し、主とがしている。 により、住む人のない地となった。III あなたがとなり、驚きたがあるたがたに臨んだのである」。

全地に、ユダの人々で、その口に、『主なる神は生きておられる』がみられる。というというないなる名をさして誓う、すなわちエジプトのからしは自分の大いなる名をさして誓う、すなわちエジプトの う。 天后に香をたき、酒を注いで立てた誓いを必ずなし遂げる』と言とあなたがたの妻たちは口で言い、手で行い、『わたしたちはとあなたがたの妻 すべてエジプトの地にいるユダの人々よ、主の言葉を聞きなさロエレミヤはまたすべての民と女たちに言った、「あなたがた」のエレミヤはまたすべての民と女たちに言った、「あなたがた」 与えるためではなく、災を下すためである。エジプトの地にい うになる。これ見よ、わたしは彼らを見守っている、それは幸をうになる。これ見ない。 地にいるユダの人々よ、主の言葉を聞きなさい。主は言われる、 をなし遂げなさい。エメーそれゆえ、あなたがたすべてエジプトの い。「五万軍の主、イスラエルの神はこう言われる、あなたがた」。 と言って、わたしの名をとなえるものは、もはやひとりもないよ それならば、あなたがたの誓いをかため、あなたがたの誓い ダの人々は、 つるぎをのがれるわずかの者はエジプトの地を出てユダの わたしの言葉が立つか、彼らの言葉が立つか、いずれであぶる。そしてユダの残っている民でエジプトに来て住んだ つるぎとききんによって滅び絶える。 三人しか

るかを知るようになる。 「元 主は言われる、わたしがこの所であるかを知るようになる。 「元 主は言われる、わたしはこのようにしなたがたを罰するしるしはこれである。 わたしはこのようにしながった。 この すなわち主はこう言われる、見よ、わたしはこがアンザルの手に渡したように、エジプトの王パロ・ホフラをでいるの手ですから、この命を求める敵であるバビロンの王ネコダの王ゼデキヤを、その命を求める敵であるバビロンの王ネコダの王ゼデキヤを、その命を求める敵であるがど口ンのようにしている。 この 主に渡す」。

## 第四五章

これらの言葉をエレミヤの日本に、ネリヤの子バルクボットでは自分で建てたものをこわし、自分で植えたものを抜いてた。四あなたはこう彼に言いなさい、主はこう言われる、見よ、わたしは自分で建てたものをこわし、自分で植えたものを抜いてたしは自分で建てたものをこわし、自分で植えたものを抜いている――それは、この全地である。エあなたは自分のために大いなる事を求めるのか、これを求めてはならない。見よ、わたしは自分で建てたものをこわし、自分で植えたものを抜いてなる事を求めるのか、これを求めてはならない。見よ、わたしは自分できてたものをこわし、自分で植えたものを抜いてなる事を求めるのか、これを求めてはならない。見よ、わたしは自分できできる。

は言われる」。

### 第四六章

言葉。 国の事について預言者エレミヤに臨んだ主 の

これはユダの王ヨシヤの子エホヤキムの四年に、バビロンの王 ニエジプトの事、 りである ネブカデレザルが撃ち破ったものである。その言葉は次のとお シの近くにいるエジプトの王パロ・ネコの軍勢の事について。 すなわちユフラテ川のほとりにあるカルケミ

三「大盾と小盾とを備え、 四 かぶとをかぶって立て。 騎兵よ、馬を戦車につなぎ、 進んで戦え。 馬 に 乗れ。

うしろをふり向くこともしない、――その勇士たちは打ち敗られ、あわてて逃げて ほこをみがき、よろいを着よ。

<sup>\*</sup>足早き者も逃げることができず、

北の方、ユフラテ川のほとりで勇士ものがれることができない。 恐れが彼らの周囲にあると主は言われる。

> ェ あのナイル川のようにわきあがり、 彼らはつまずき倒れた。

^ エジプトはナイル川のようにわきあがり、川々のように、その水のさかまく者はだれか。 その水は川々のようにさかまく。

ヵ馬よ、進め、車よ、激しく走れ。 町々とそのうちに住む者を滅ぼそう。

そしてこれは言う、わたしは上って、

地をおおい、

弓を巧みに引くルデびとよ、進み出よ。 勇士よ、盾を取るエチオピヤびとと、プテびとよ、 このその日は万軍の神、主の日であって、

主があだを報いられる日、

その敵にあだをかえされる日だ。

つるぎは食べて飽き、

万軍の神、主が、彼らの血に酔う。 ほふることをなされるからだ。 主が、北の地で、 ユフラテ川のほとりで、

ギレアデに上って乳香を取れ。 こおとめなるエジプトの娘よ、

あなたは多くの薬を用いても、 あなたは、 二あなたの恥は国々に聞えている、 はいています。 くにくに きょ いやされることはない。 むだだ。

エジプトに住む民よ、

I=バビロンの王ネブカデレザルが来て、エジプトの地を撃とう とする事について、主が預言者エレミヤにお告げになった言葉、 それは主がこれを倒されたからだ。 四「エジプトで宣べ、ミグドルで告げ示し、 『好機を逸する騒がしい者』と呼べ。 われわれの民に帰り、故郷の地へ行こう』と。 われわれは、 そして互に言った、『立てよ、 あなたの雄牛は、なぜ立たなかったのか。 I 五なぜ、アピスはのがれたのか。 つるぎがあなたの周囲を、滅ぼし尽すからだ』。 またメンピスとタパネスに告げ示して言え、 勇士が勇士につまずいて、共に倒れたからである」。 あなたの叫びは地に満ちている。 『堅く立って、備えせよ エエジプトの王パロの名を、 | 万軍の主という名の王は言われる、 | 六あなたに属する多くの兵は、つまずいて倒れた。 しえたげる者のつるぎを避けて、

家来たちの手に渡す。その後、エジプトは昔のように人の住むけらいを求める者の手と、バビロンの王ネブカデレザルの手と、そのもない。 わちパロと彼を頼む者とを罰する。ニスわたしは彼らを、その命いのののののとなった。 Im 万軍の主、イスラエルの神は言われた、「見よ、わたしはテー べのアモンと、パロと、エジプトとその神々とその王たち、すながあずると、 IM エジプトの娘ははずかしめを受け、 三彼は逃げ去るへびのような音をたてる。 このエジプトは美しい雌の子牛だ、 廃虚となって住む人もなくなる。 北からくる民の手に渡される」。 数えがたいからであると、主は言われる。 彼らはいなごよりも多く、 それを切り倒す。 == 彼らは彼の林がいかに入り込みがたくとも、 きこりのように、おのをもって来るからだ。 その敵が軍勢を率いて彼に臨み、 彼らはふり返って共に逃げ、立つことをしなかった。 三 そのうちにいる雇 兵でさえ、肥えた子牛のようだ。 メンピスは荒れ地となり、 捕われのために荷物を備えよ。 しかし北から、牛ばえが来て、それにとまった。

所となると、主は言われる。
こもわたしのしもベヤコブよ、恐れることはない、イスラエルよ、驚くことはない。
見よ、わたしがあなたを遠くから救い、
あなたの子孫をその捕え移された地から
教うからだ。
ヤコブは帰ってきて、おだやかに、安らかになり、
なな恐れさせる者はない。
こべ主は言われる、わたしのしもベヤコブよ、一つ、主は言われる、わたしが共にいるからだ。
わたしはあなたを違いやった国々を
ことごとく滅ぼし尽す。
しかしあなたを滅ぼし尽す。
しかしあなたを滅ぼし尽す。
しかしあなたを滅ぼし尽す。
しかしあなたを滅ぼし尽す。
しかしおだだがずを撃たなかったころ、ペリシテびとの事につて知言者エレミヤに臨んだ主の言葉。

その車輪のとどろきのために、その戦車の響きのため、

父はその手が弱くなって、

= そのたくましい馬のひずめの踏み鳴らす音のため、

その時、人々は叫び、この地に住む者はみな嘆く。その時、人々は叫び、この地に住む者はみな嘆く。その町と、その中に住む者とにあふれかかる。この地と、そこにあるすべての物、

自分の子をも顧みない。
四これは、ペリシテびとを滅ぼし尽し、
四これは、ペリシテびとを滅ぼし尽し、
ツロとシドンに残って助けをなす者を
ツロとシドンに残って助けをなす者を
ツロとシドンに残って助けをなす者を
ことごとく絶やす日が来るからである。
主はカフトルの海岸に残っている。
オガザには髪をそることが始まっている。
アシケロンは滅びた。
アシケロンは滅びた。
アシケロンは滅びた。
オ主のつるぎよ、
本主のつるぎよ、
なまえのさやに帰り、休んで静かにしておれ。おまえのさやに帰り、休んで静かにしておれ。
とこがこれに命を下されたのだ、
とうして静かにしておれようか。

定められたのだ」。アシケロンと海岸の地を攻めることを

## 第四八章

る、「モアブの事について、万軍の主、イスラエルの神はこう言われ」をアブの事について、万軍の主、イスラエルの神はこう言われ

こモアブの誉は、消え去った。 とりでは、はずかしめられてこわされた。 キリヤタイムははずかしめられて取られ、 「ああ、ネボはわざわいだ、これは滅ぼされた。

マデメンよ、おまえもまた滅ぼされる、『さあ、この国を断ち滅ぼそう』という。ヘシボンで人生、生き、という。

『荒廃と大いなる滅亡だ』という。『ホロナイムから叫び声が聞える、つるぎがおまえを追う。

■ 皮らよ立きながらルニテの反をでいないはゾアルにまで聞える。 □ モアブは滅ぼされ、

『滅亡』の叫びを聞いたからだ。彼らはホロナイムの下り坂で、彼らはホロナイムの下り坂で、まれているないがで、がいいできまった。またが、おいいできながらルヒテの坂を登る。またかれない。

八滅ぼす者はすべての町に来る、

主の言われたとおりである。谷は滅び、平地は荒される、たっとない。へいまっまされる、一つの町ものがれることができない。

その町々は荒れて、注む者はなくなる。カモアブに翼を与えて、飛び去らせよ。主の言われたとおりである。

ぎを押えて血を流さない者はのろわれる。||○ 主のわざを行うことを怠る者はのろわれる。またそのつるその町をは流れて、住む者はなくなる。|| その町を集む、場ので、住む者はなくなる。

能え多されなかったので、 器から器に、くみ移されなかったように、 され、沈んだおりの上にとどまって、 酒が、沈んだおりの上にとどまって、 こ、モアブはその幼が時から安らかで、

めを砕く。「三その時モアブはケモシのために恥をかく。ちょをつかわす日が来る。彼らはこれを傾け、その器をあけ、そのか三主は言われる、それゆえ見よ、わたしがこれを傾ける者どもその味はなお存し、その香気も変ることがない。 捕え移されなかったので、

うどイスラエルの家がその頼みとしたベテルのために恥をかい たようになる

万軍の主と名のる王が言われる。 その苦難はすみやかに来る。 モアブのえり抜きの若者たちは下って殺されたと 一四あなたがたはどうして - キアブの災難は近づいている、

彼のために嘆いて、 『ああ、強き笏、 麗しきつえは

またその名を知る者よ、

ますべてその周囲にある者よ、

ついに折れた』と言え。 |<デボンに住む者よ、ああなたの栄えを離れて下り、

かわ

あなたの城を滅ぼしたからだ。 モアブを滅ぼす者があなたに攻めのぼって来て いた地に座せよ。

『何が起ったのか』と言え。 逃げてくる男、のがれてくる女に尋ねて、 道のかたわらに立って見張りし、 元アロエルに住む者よ、

> 嘆き呼ばわれ 三のモアブは敗れて、 恥をこうむっている。

アルノン川のほとりで、

もいうのか。 る。 角は砕け、 べての町の、遠いものにも近いものにも、臨んだ。 言 モアブの ムル、ベテ・メオン、三のケリオテ、ボズラなどモアブの地のす ボン、ネボ、ベテ・デブラタイム、== キリヤタイム、ベテ・ガ 三さばきは高原の地に臨み、ホロン、ヤハズ、メパアテ、三デ のことを語るごとに首を振ったのは、彼が盗賊の中にいたとで ニモ イスラエルはあなたの笑い草ではなかったか。あなたが、彼れ 三、モアブを酔わせよ、 モアブは自分の吐いた物の中にころがって、笑い草となる。 モアブは滅ぼされたと告げよ。 その腕は折れたと主は言われる。 彼が主に敵して自ら高ぶったからであ

これわれわれはモアブの高慢な事を聞いた、 これわれかればモアブの高慢な事を聞いた、 谷の入口のかたわらに巣を作る これモアブに住む者よ、町を去って岩の間にすがある。またでは、これのことの間に 三○主は言われる、わたしは彼の横着なのを知る、 すなわち、その尊大、高慢、 その高慢は、はなはだしい。 山ばとのようにせよ。 およびその心の高ぶりのことを聞いた。 横がれ 住め。

彼の自慢は偽りで、その行いも偽りである。 世アブの全地のために呼ばわる。 モアブの全地のために対しは悲しむ。 キルヘレスの人々のためにわたしは悲しむ。 ニーシブマのぶどうの木よ、 わたしはヤゼルのために泣くのにまさって わまえのために泣く。 おまえのために泣く。 おまえの方のまと、その収穫を滅ぼす者が おまえの夏の実と、その収穫を滅ぼす者が いまさっておまえのうるは延びて海を越え、ヤゼルに及んだ。 おまえのうるは延びて海を越え、ヤゼルに及んだ。 おまえのうるは延びて海を越え、ヤゼルに及んだ。 おまえのうる。

これらのものを臨ませるからであると 恐れと、穴と、わなとがあなたに臨んでいる。 でをよじ上って出る者は、わなに捕えられる。 穴をよじ上って出る者は、わなに捕えられる。 穴をよじ上って出る者は、わなに捕えられる。 でをよび上って出る者は、かなに捕えられる。 というでは、かなとがあなたに臨んでいる。

型、逃げた者はヘシボンの陰に、「から というなく立ちどまる。 型、逃げた者はヘシボンの陰に、「から炎が出て、ヘシボンから火が出、シホンの家から炎が出て、モアブの額、騒ぐ人々の頭の頂を焼いたからだ。 型、モアブよ、おまえはわざわいだ。 でもうの民は滅びた。 かまえのむすこらは捕え移され、おまえのむすこらは捕え移され、おまえのむすこらは捕え移され、おまえのむする。 はない しかし来の日にわたしは再びモアブを栄えさせると かまえのかった。 これを はい しかしまの日にわたしは再びモアブを栄えさせると まは言われる」。

そのときイスラエルは自分を追い出した者どもを

# 第四九章

ここまではモアブのさばきの事をいったのである。

これの単びを、わたしが聞えさせる日が来る。 生はこう言われる、 これの単びを、わたしが聞えさせる日が来る。 とうしてミルコムがガドを追い出して、 その民がその町々に住んでいるのか。 こまは言われる、 これのえ、見よ、アンモンびとのラバを攻める をがの叫びを、わたしが聞えさせる日が来る。 これのよい。 これのよのない。 これのよい。 これの。 これのよい。 これのよい。 これのよい。 これのよい。 これのよい。 これのよい。 これのよい。 これの。 

ると、主は言われる」。

さとい者には計りごとがなくなったのか。「テマンには、もはや知恵がないのか。ェエドムの事について、『エネベペ レゥ 』

らない。「三主は言われる、わたしは自分をさして誓った、ボズ

ができようか。あなたは罰を免れない。それを飲まなければな

ラは驚きとなり、ののしりとなり、荒れ地となり、のろいとなる。

飲まなければならなかったとすれば、あなたは罰を免れること。

三主はこう言われる、「もし、「杯を飲むべきでない者もそれを

その知恵は消えうせたのか。

か。だれがわたしを呼びつけることができようか。どの牧者がをその上に立てる。だれかれたしのしょう。 わたしは、たちまち彼らをそこから逃げ走らせ、わたしの選ぶ者 ダンの密林から上ってきて、じょうぶな羊のおりを襲うように、 とゴモラとその隣の町々がくつがえされた時のように、 恐れ、その災のために、舌打ちする。「<主は言われる、」 -t エドムは恐れとなる。そのかたわらを通り過ぎる者はみな その町々は長く荒れ地となる」。 住む人はなく、そこに宿る人もなくなる。 〒見よ、ししがヨルサージ 人々のうちに卑しめられる者とする。 わたしはその所からあなたを取りおろすと あなたは、 あなたを欺いた。 あなたの恐ろしい事と、あなたの心の高ぶりが、 そして言った、 ひとりの使者がつかわされて万国に行き 主は言われる。 1 岩の割れ目に住み、山の高みを占める者よ、 あなたがたは集まり、行って彼を攻め、立って戦え。 四わたしは主からのおとずれを聞いた。 わたしのように巣を高い所に作っているが、 ソドム そこに

いは子を産む女の心のようになる」。 いは子を産む女の心のようになる」。 いは子を産む女の心のようになる」。 いは子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子を産む女の心のようになる」。 いる子をできる。 いる子をできる。 いる子をできる。 いる子をできる。 いる子をできる。 いる子をできる。 いる子では、 いるの異をが、彼らの群れのうちの小さいものまでも はる子をできる。 いる子では、 いるの異をが、 はらのはいる。 はいる。 はいる。

これそれゆえ、その日に、若い者は、広場に倒れ、これそれゆえ、その日に、若い者は、ひろば たおこま ああ、名ある町、楽しい町は捨てられる。子を産む女に臨むように痛みと悲しみと彼に臨む。子 きんぱ のぞ

こいったシはダイスコウ或ぎつとことで万軍の主は言われる。
兵士はことごとく滅ぼされると

ベネハダデの宮殿を焼き尽す」。 こもわたしはダマスコの城壁の上に火を燃やし、こもわたしはダマスコの城壁の上に火を燃やし、

=^ バビロンの王ネブカデレザルが攻め撃ったケダルとハゾル

東の人々を滅ぼせ。

・
などと、となって、ケダルに向かって進み、
・
といったとと、といって、ケダルに向かって進み、の諸国の事について、

らくだとは彼らの所から運び去られ、これ彼らの天幕と、その羊の器と、その垂幕とそのもろもろの器と、その羊のおれとは取られ、

人々は彼らに向かって叫ぶ、らくだとは彼らの所から運び去られ、

逃げよ、遠くさまよい行き、深い所に隠れよ。三○主は言われる、ハゾルに住む者よ、『恐ろしいことが四方にある』と。

あなたがたを攻める、てだてを設けたからだ。あなたがたを攻める計りごとをめぐらし、バビロンの王ネブカデレザルが

四方に散らし、
いの髪の毛のすみずみを切る者をわたしは、かの髪の毛のすみずみを切る者を

III ハゾルは山犬のすまいとなり、その災難を八方からこさせると主は言われる。

だれもそこに住む人はなく、いつまでも荒れ地となっている。

てこに宿る人もない」。

ばんぐん しゅ い な で で で で で で で で で で で で 預 言 者 エレミヤに 臨んだ 主の ことば ことば しゅ ことば こ ユダの王ゼデキヤの治世の 初めのころに、エラムの事につい こと ログター・ ロー・ はじ はじ はい はじ はい はじ

# 第五〇章

言われる」。

との地の事についての言葉。 ・ 主が預言者エレミヤによって語られたバビロンとカルデヤび

旗を立てて、隠すことなく触れ示して言え、またが、「国々のうちに告げ、また触れ示せよ、

メロダクは砕かれ、その像ははずかしめられ、メロダクは砕かれ、その像ははずかしめられ、『バビロンは取られ、ベルははずかしめられ、

荒して、住む人もないようにするからである。人も獣もみな逃れる。すっと、また、ほうつの国民がきて、これを攻め、その地をこその偶像は砕かれる』と。

連なろう』と言う。

「はなろう」と言う。

はむなしく帰らない老練な勇士のようである。10カルデヤはれに向かって勢ぞろいをし、これをその所から取る。彼らの矢を起し集めて、北の地からバビロンに攻めこさせる。彼らはこを起し集めで、北の地からバビロンに攻めこさせる。彼らはこれの前に行く雄やぎのようにせよ。ヵ見よ、わたしは大きい国々れの前に行く雄やぎのようにせよ。カルデヤびとの地から出よ。群へバビロンのうちから逃げよ。カルデヤびとの地から出よ。群

人にかすめられる。これをかすめる者はみな飽くことができる 主は言われる。

こわたしの嗣業をかすめる者どもよ、

雄馬のように、いなないているが、雌の子牛のように草に戯れ、いなないないを終れているが、はないないないなが、はいのないたは喜び楽しみ、

三あなたがたの母はいたくはずかしめられ

見よ、彼女は国々のうちの最もあとなるものとなり、あなたがたを産んだ者は恥をこうむる。 かわいた砂原の荒野となる。

三主の怒りによって、ここに住む者はなく、

完全に荒れ地となる。

みなその傷を見て驚き、かつあざ笑う。バビロンのかたわらを通る者は、

バビロンの周囲に勢ぞろいして、これを攻め、 あなたがたすべて弓を張る者よ、

矢を惜しまずに、これを射よ

しゅ. そのとりでは倒れ、その城 壁はくずれた、 彼女が主に罪を犯したからだ。 国 その周囲に叫び声をあげよ、 しゅうい さけ ごえ 彼女は降伏した。

彼女に報復せよ、彼女がおこなったように、ポ゚゚ピ゚゚ ほっぷく ポ゚゚ピ゚ まがあだをかえされたからだ。

これに行え。

| 木種まく者と、刈入れどきに、 かまを取る者を

バビロンに絶やせ。

滅ぼす者のつるぎを恐れて、

そのふるさとに逃げて行く。 人はおのおの自分の民の所に帰り、

たしが残しておく人々を、 たされる。この主は言われる、その日その時には、イスラエルので草を食べる。またエフライムの山とギレアデでその望みが満み したように、バビロンの王とその国に罰を下す。「ヵわたしはイ エルの神は、こう言われる、見よ、わたしはアッスリヤの王を罰いる。 スリヤの王がこれを食い、そして今はついにバビロンの王ネブ 「セイスラエルは、ししに追われて散った羊である。 とがを探しても見当らず、ユダの罪を探してもない。それはわ スラエルを再びその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャン カデレザルがその骨をかじった。「^それゆえ万軍の主、イスラー ゆるすからである。 初めにアッ

三主は言われる、

ペコデの民を攻め、 上って行って、メラタイムの地を攻め、

彼らを殺して全く滅ぼし、

三その地に、いくさの叫びと、大いなる滅びがある。 わたしがあなたがたに命じたことを皆、行いなさい。

ああ、 恐るべき見ものとなる。 III ああ、 バビロンはついに国々のうちの 全地を砕いた鎚はついに折れ砕ける。

三四バビロンよ、

わたしは、おまえを捕えるためにわなをかけたが

おまえはそれにかかった。

In 主は武器の倉を開いて おまえは主に敵したので、 そしておまえはそれを知らなかった。 尋ね出され、

捕えられた。

カルデヤびとの地に事を行われるからである。主なる万軍の神が、
このというのは、これでは、からである。その怒りの武器を取り出された。

三、あらゆる方面からきて、これを攻め、

その穀倉を開き、

こせその雄牛をことごとく殺せ、

完全に滅ぼし尽し、そこに残る者のないようにせよ。

これを穀物の山のように積み上げ、

それを、 ほふり場に下らせよ。

それらのものはわざわいだ、

その日、その罰を受ける時がきたからだ。

われわれの神、主の報復、その宮の報復の事をシオンに告げ示い、聞けよ、バビロンの地から逃げ、のがれてきた者の声がする。

に行え。彼がイスラエルの聖者である主に向かって高慢にふるまりは、からないではい、これがおこなった所にしたがってこれがってバビロンに報い、これがおこなった所にしたがってこれ へいし まったからだ。 EO それゆえ、その日、 その周囲に陣を敷け。ひとりも逃がすな。 In 弓を張る射手をことごとく呼び集めて、バビロンを攻めよ。 す。 兵士はみな絶やされると主は言われる。 若い者は、広場に倒れ、 そのしわざにした

三主なる万軍の神は言われる、

あなたの日、わたしがおまえを罰する時が来た。 高ぶる者よ、見よ、わたしはおまえの敵となる、
な

三高ぶる者はつまずき倒れる、 これを助け起すものはない。

その周囲の者をことごとく焼き尽す。わたしはその町々に火を燃やして、

守って釈放することを拒む。三四彼らをあがなう者は強く、その#も しゃくほう しえたげられている。彼らをとりこにした者はみな彼らを固く IIII 万軍の主はこう言われる、イスラエルの民とユダの民は共に 宝 主は言われる、

そのつかさたち、その知者たちの上につるぎが臨む。 カルデヤびとの上とバビロンに住む者の上、

人々が偶像に心が狂っているからだ。 彼らは女のようになる。 それは、この地が偶像の地であって、 三、占い師の上につるぎが臨み、彼らは愚か者となる。 その財宝の上につるぎが臨み、それはかすめられる。 またそのうちにあるすべての雇兵の上に臨み、 三七 その馬の上と、その車の上につるぎが臨み、 くるま うえ その勇士の上につるぎが臨み、彼らは滅ぼされる。

En それゆえ、野の獣と山犬とは共にバビロンにおり、 こに宿る人の子はない。 と、その隣の町々を滅ぼされたように、そこに住む人はなく、そと、まで、まできょう。ほど ここに住む人はない。20 主は言われる、神がソドムとゴモラ もそこに住む。 しかし、いつまでもその地に住む人はなく、世々 だちよう

残忍で、 地の果から立ち上がっている。大いなる国と多くの王が 四一見よ、一つの民が北の方から来る。 いくさびとのように身をよろって バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、 その響きは海の鳴りとどろくようである。 四二彼らは弓と、やりを取る。 あわれみがなく、

> その手は弱り、子を産む女に臨むような あなたを攻める。

群れのうちの小さい者は、かならず引かれて行く。彼らのおりルデヤびとの地に対してしようとする事を聞くがよい。彼らのルデヤびとの地に対してしようとする事を聞くがよい。タネ゙ との声によって地は震い、その叫びは国々のうちに聞える」。 のものも必ずその終りを見て恐れる。四人バビロンが取られた とができようか。どの牧者がわたしの前に立つことができよう らせる。そしてわたしの選ぶ者をその上に立てる。だれかわた BB 見よ、ししがヨルダンの密林から上ってきて、 か。
呈 それゆえ、バビロンに対して主が立てた計りごとと、カ しのような者があるであろうか。だれがわたしを呼びつけるこ のおりを襲うように、わたしは、たちまち彼らをそこから逃げ去 Will バビロンの王はそのうわさを聞いて、 痛みと苦しみに迫られた。 じょうぶな羊

# 第五一

彼らは、その災の日に、四方からこれを攻め、

ない。

いいは、

いいば、

いい - わたしはバビロンに、あおぎ分ける者をつかわす。 バビロンを攻め、 「見よ、わたしは、滅ぼす者の心を奮い起して、 - 主はこう言われる、 カルデヤに住む者を攻めさせる。

これがために嘆け。

■射手にはその弓を張らせることなく それをあおぎ分けて、その地をむなしくする。

よろいを着て立ち上がらせるな。

ぼせ。 その若き者をあわれむことなく、その軍勢をことごとく滅い。

四彼らはカルデヤびとの地に殺されて倒れず。 そのちまたに傷ついて倒れる。

π イスラエルとユダは

その神、万軍の主に捨てられてはいないが、

しかしカルデヤびとの地には

満ちている。 イスラエルの聖者に向かって犯した罪が

おのおのその命を救え。

\*バビロンのうちからのがれ出て、

今は主があだを返される時だから、その罰にまきこまれて断ち滅ぼされてはならない。

セバビロンは主の手のうちにある金の杯であって、 まん ching ま それに報復をされるのである。

国々はその酒を飲んだので、 バビロンはたちまち倒れて破れた。

すべての地を酔わせた。

国々は狂った。

あるいは、 その傷のために乳香を取れ。

<sup>1</sup> われわれはバビロンをいやそうとしたが、 いえるかも知れない

これはいえなかった。

おのおの自分の国に帰ろう。われわれはこれを捨てて、

その罰が天に達し、

雲にまで及んでいるからだ。

| 0 主はわれわれの正しいことを明らかにされた。

われわれの神、主のみわざささあ、われわれはシオンで、 主のみわざを告げ示そう。

二矢をとぎ、

盾を取れ。主はメデアびとの王たちの心を引き立てられる。 だを返し、その宮のあだを返されるのである。 のバビロンに思い図ることは、これを滅ぼすことであり、主があ 主ゅ

見張りを強固にし、番兵を置き、伏兵を備えよ。ませ、ますが、は、おいったが、それでは、からないでは、ここバビロンの城壁に向かって旗を立て、

主がバビロンに住む者を攻めようと図り、 その言われたことを、いま行われるからだ。

三多くの水のほとりに住み、

多くの財宝を持つ者よ、

なたの終りが来て、その命の糸は断たれる。

| t すべての人は愚かで知恵がなく、 | t なが声を出されると、 | また地の果から霧を立ちあがらせられる。 また地の果から霧を立ちあがらせられる。 | また地の果から霧を立ちあがらせられる。 | また地の果から霧を立ちあがらせられる。 | また地の果から霧を立ちあがらせられる。 | また地の果から霧を立ちあがあり、 | までは、 | では、 | までは、 | までは、

その悟りをもって天をのべられた。

その偶像は偽り物で、その偶像は偽り物で、その造った偶像のために恥をこうむる。くうぞう、いっね・世のくっての金細工人は、こうで、これの金細工人は、こうだっいった。

| 1ヵヤコブの分である彼はこのようなものではない、罰せられる時になれば滅びるものである。| 1∧それらは、むなしいもの、迷いのわざである。

そのうちに息がないからだ。

イスラエルは彼の嗣 業としての部族である。彼は万物の造り主だからである。\*\*\*

かれ、は、ばんぐん しゅ 彼の名は万軍の主という。
このおまえはわたしの鎚であり、戦いの武器である。
このおまえをもってわたしは馬と、その騎手とを砕き、おまえをもって野国を滅ぼす。
ここわたしはおまえをもってわたしは馬と、その騎手とを砕き、おまえをもって戦車とそれに乗る者とを砕く。おまえをもって戦車とそれに乗る者とを砕き、おまえをもって老いた者と幼い者とを砕き、おまえをもって若い者と、おとめとを砕く。おまえをもって若い者と、おとめとを砕く。

羊飼と、その群れとを砕き、 Solution なください。 Ale わたしはおまえをもって、

の前で報いをすると、主は言われる。
の前で報いをすると、主は言われる。
こ四わたしはバビロンとカルデヤに住むすべての者とに、彼らがいまえをもっておさたちと、つかさたちとを砕く。おまえをもって農夫と、くびきを負う家畜とを砕き、おまえをもって農夫と、くびきを負う家畜とを砕き、

おまえを焼け山にする。

おまえを焼け山にする。

おまえを増からころばし、
おまえを増からころばし、
おまえを増からころばし、

ニュその地は震い、かつもだえ苦しむ、 国々の民を集めてそれを攻め、 三飛脚は走って飛脚に会い、使者は走って使者に会い、 その家は焼け、その貫の木は砕かれる。 その城にこもり、力はうせて、対のようになる。 IO バビロンの勇士たちは戦いをやめて、 バビロンの地を、住む人なき荒れ地とされるからだ。 主がその思い図ることをバビロンにおこない、 およびすべての領地の人々を集めてこれを攻めよ。 そのおさたち、つかさたち、 メデアびとの王たちと、 三八国々の民を集めてそれを攻め、 群がるいなごのように馬を上り行かせよ。 軍の長を立ててそれを攻め、 それを攻め、 アララテ、ミンニ、アシケナズの国々をまねいて こも地に旗を立て、国々のうちにラッパを吹き、 おまえはいつまでも荒れ地となっている。 また礎とすることもない。 人がおまえから石を取って、隅の石とすることなく、 ビロンの王に告げて、町はことごとく取られ

三六主は言われる、

\(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti

その泉をかわかす。

わたしはバビロンの海をかわかし、

あなたのためにあだを返す。

「見よ、わたしはあなたの訴えをただし、

IIX それゆえ主はこう言われる、

エルサレムは言わなければならない。

人の子はひとりとしてそこを過ぎることはない。住む人のない地となる。ササロントがわいた地となり、砂原となり、かわいた地となり、砂原となり、 全地の人の、ほめたたえた者は捕えられた。 彼らがついに気を失って、ながい眠りにいり、かれたしは宴を設けて彼らを酔わせ、ニュ彼らの欲の燃えている時、まかれます。 ああ、 主は言われる。もはや目をさますことのないようにしようと 四四わたしはバビロンでベルを罰し、 四三その町々は荒れて、 どよめく波におおわれた。 そののみこんだものを口から取り出す。 型 海はバビロンにあふれかかり、 四一ああ、バビロンはついに取られた、 また雄羊や雄やぎのように、ほふり場に下らせよう。 四つわたしは彼らを小羊のように、 若いししのようにほえる。 三、彼らはししのように共にほえ、 バビロンはついに国々のうちに驚きとなった。

> この地に暴虐があり、 型へ心を弱くしてはならない、 留わが民よ、あなたがたはその中から出て、 で うわさはこの年にもくれば、また次の年にもくる。 この地で聞くうわさを恐れてはならない。 おのおの主の激しい怒りを免れ、その命を救え。 バビロンの城壁は倒れた。 国々が川のように彼に流れ入ることはなくなる。

住む人のない所となる。 驚きとなり、笑いとなり、

わたしがバビロンの偶像を罰する日が来る。 gt それゆえ見よ、 つかさとつかさとが攻めあうことがある。

その全地ははずかしめられ、

その殺される者はみなその中に倒れる。

滅ぼす者が北の方からここに来るからであると

「まっぱん」
「まっぱん」
「これるからであると バビロンの事で喜び歌う。

主は言われる。 四カイスラエルの殺された者たちのために、 HO つるぎをのがれてきたあなたがたは、 バビロンのために全地の殺された者は倒れたのだ。 バビロンは倒れなければならない、

行け、立ちとどまってはならない。

主は報いをする神であるから必ず報いられるのだ。その勇士たちは捕えられ、その弓は折られる。 語聞け、 滅ぼす者はわたしから出て、 傷つけられた者が、その全国にうめくようになる。 異邦人が主の宮の聖所にはいったので、いほうじん、しゅー含やーせいじょ ы. 『われわれはののしりを聞いたので、 HK 滅ぼす者がこれに臨み、バビロンに来た。 その声はひびき渡る。 その波は大水のように鳴りとどろき、 その大いなる声を絶やされるのだ。 ma 主がバビロンを滅ぼし、 カルデヤびとの地に起る大いなる滅びの騒ぎ声 これに臨むと主は言われる。 その城を高くして固めても、 HI たといバビロンが天に上っても、 それゆえ見よ、わたしがその偶像を罰する日が来る、 至<br />
主は言われる、 恥がわれわれの顔をおおった』。 わたしはその君たちと知者たち、 バビロンの叫びを、 恥じている を。

エルサレムを心にとめよ

遠くから主を覚え、

ように沈んで、二度と上がってこない。わたしがこれに災を下ラテ川の中に投げこみ、5四そして言いなさい、『バビロンはこの常。 紫 歩 ぬ ある。 がこの巻物を読み終ったならば、これに石をむすびつけてユフ れ地としようと、この所について語られました』と。<゠あなた 問わず、すべてここに住む者のないようにし、永久にここを荒。 して言いなさい、『主よ、あなたはこの所を滅ぼし、人と獣とをいる。 行ったならば、忘れることなくこのすべての言葉を読み、<= そ これはすなわちバビロンの事についてしるしたすべての言葉で ミヤはバビロンに臨もうとするすべての災を巻物にしるした。 がセラヤに命じた言葉。セラヤは宿営の長であった。<< エレ #1 マアセヤの子であるネリヤの子セラヤが、ユダの王ゼデキヤ と共に、その治世の四年にバビロンへ行くとき、預言者エレミヤ A 万軍の主はこう言われる、 ばなく しゅ まれる王がこれを言わせる。 その高い門は火に焼かれる。バビロンの広い城壁は地にくずされ、 こうして民の労苦はむなしくなり、 彼らは、 おさたち、 国民はただ火のために疲れる」。 ながい眠りにいり、目をさますことはない つかさたち、および勇士たちを酔わせる。

からである』と」。ここまではエレミヤの言葉である。

# 第五

口

に、主の目の前に悪事を行った。三たしかに、主の怒りによっミヤの娘である。ニゼデキヤはエホヤキムがすべて行ったよう とになった。 て、 ゼデキャは王となったとき二十一 エルサレムとユダとは、そのみ前 年世を治めた。 母の名はハ ムタルとい 歳さ から捨て去られるようなこ であ つ たが リブナの 工 ル サ エ V  $\nu$ 4

軍勢は王を追って行って、エリコの平地でゼデキヤに追いついんだいます。まつの方へ落ちて行った。<しかしカルデヤびとのの門から町をのがれ出て、カルデヤびとが、町を攻め囲んでいるのだ。ま 年にまで及んだが、↑その四月九日になって、 を攻めた。πこうしてこの町は攻め囲まれて、 率い、エルサレムにきて、これを包囲し、周囲に塁を築いてこれの。の九年十月十日に、バビロンの王ネブカデレザルはその軍勢をの九年、が、から、から、バビロンの王ネブカデレザルはその軍勢を の門から町をのがれ出て、カルデヤびとが、町を攻め囲んでいるまたみな逃げ、夜のうちに、王の園の近くの、二つの城壁の間ちはみな逃げ、夜のうちに、王の園の近くの、二つの城壁の間なった。 せそして町の城壁はついに打ち破られたので、兵士たなった。 と に 引<sup>v</sup> はなはだしく欠乏し、その地の民は食物を得ることができなく びとは王を捕え、ハ そしてゼデキヤはバビロンの 7 つ の マテの地のリブラにいるバビロンの 王は彼の罪を定めた。 町は攻め囲まれて、 三にそむに 1 た。 四そこで彼かれ 町の中の食 ゼデキヤ王の十一 すなわ ヵカルデヤ ちバ 王ョ の の治世い 糧は、 も

とした。

長りル ダンはエルサレムに、はいって、三主の宮と王の宮門十九年であった――バビロンの王に仕える侍衛の長十九年であった――バビロンの王に仕える侍衛の長 の地の最も貧しい者若干を残して、ぶどうを作る者とし、 工匠たちを捕え移した。 エヘ しかし侍衛の長 ネブザラダンはそ うちに残った者、 らった。 エルサレムのすべての家を焼いた。彼は大きな家をみな焼きは 三五月十日に、 へ連れて行き、その死ぬ日まで獄屋に入れて置いた。つぶさせた。そしてバビロンの王は彼を鎖につないでバージンとは、そう かさたちをことごとくリブラで殺させ、 (ネブザラダンは民のうちの最も貧しい者若 干、そのほか町のった) しゅうい はまのうちの最も貧しい者若 干、そのほか町のサレムの周囲のたみ きっと まず ものじゃっかっ まものほか取りこわした。「玉 そして侍律のった」「四 ヨナ 作得(()). ロンの王<sup>s</sup> - 四また侍衛の長と共にいたカルデヤびとの軍勢は、 はゼデキヤの子たちをその ――それはバビロンの王ネブカデレザル 目め の ここまたゼデキヤの目の前で殺させ、ユダの 前れ で殺させ、 ら宮殿を焼き、 ネブザラ の ビ 世ょ 口 エ 0)

の海を砕いて、その青銅をことごとくバビロンへ運ぶる。それで、その青銅をことごとくバビロンへ運ぶる。それですがとはまた主の宮の青銅の柱と、洗盤の「セカルデヤびとはまた主の宮の青銅の柱と、洗盤の「セカルデヤびとはまた」。 の また、

その門はことごとく荒れ、

四シオンの道は祭に上ってくる者のないために悲しみ、

### 哀ぃ 歌ぃ

### 第一章

むかしは

民の満ちみちていたこの都、 というは深しいさまで座し、やもめのようになった。 与は寂しいさまで座し、やもめのようになった。 もろもろの町のうちで女王であった者、 これは夜もすがらいたく泣き悲しみ、 これは夜もすがらいたく泣き悲しみ、 そのはおには涙が流れている。 そのすべての愛する者はひとりもなく、 そのすべての友はこれにそむいて、その敵となった。 ニユダは悩みのゆえに、のがれて行って、 また激しい苦役のゆえに、のがれて行って、 また激しい苦役のゆえに、のがれて行って、 また激しい苦役のゆえに、のがれて行って、 また激しい苦役のゆえに、のがれて行って、 また激しい苦役のゆえに、のがれて行って、 また激しい苦なのうちに住んでいるが、安息を得ず、 これを追う者がみな追いついてみると、

汚れたものとなった。
\*\* エルサレムは、はなはだしく罪を犯したので、4 エルサレムは、はなはだしく罪を犯したので、あだはこれを見て、その滅びをあざ笑った。がれもこれを助ける者のない時、

これはその終りを思わなかった。
れその汚れはその衣のすそにあり、これもまたみずから嘆き、顔をそむける。これを卑しめる。

これを尊んだ者も皆その裸を見たので、

彼らがその聖所にはいるのをシオンは見た。

\*\*\* ひねもす心わびしく、 わたしを引き返させ、 網を張ってわが足を捕え、 それをわが骨にくだし、 I= 主は上から火を送り、 また世にあるだろうか、尋ねて見よ。 わたしにくだされた苦しみのような苦しみが、 主がその激しい怒りの日にわたしを悩まして、 あなたがたはなんとも思わないのか。 三「すべて道行く人よ、 その命をささえるために、財宝を食物にかえた。 こその民はみな嘆いて食物を求め、 はいってはならないと命じられたのに、 あなたがさきに異邦人らはあなたの公会に、 □○敵は手を伸べて、その財宝をことごとく奪った。 敵は勝ち誇っていますから」。 これを慰める者はひとりもない。 それゆえ、これは驚くばかりに落ちぶれ、 わたしの卑しめられるのを顧みてください」。 主よ、みそなわして、 主よ、わが悩みを顧みてください、 かつ病み衰えさせられた。

りかしの力を衰えさせられた。 その周囲の者を、これがあだとせられた。ヤコブについては、主は命じて、 これを慰める者はひとりもない。 わが子らは敵が勝ったために、 わたしを慰める者、わたしを勇気づける者が 主は酒ぶねを踏むように、 主はわたしを、立ちむかい得ざる者の手に渡された。 わたしの首におかれ、 主のみ手により固く締められて、 エルサレムは彼らの中にあって、 わたしから遠く離れたからである。 わたしの目は涙であふれる。 ユダの娘なるおとめを踏みつけられた。 エシオンは手を伸ばしても、 わびしい者となった」。 \*このために、わたしは泣き悲しみ。 四わたしのとがは、つかねられて、 つのくびきとせられ

家の内には死のようなものがある。外にはつるぎがあって、わが子を奪い、 敵はみなわたしの悩みを聞いて、わたしを慰める者はひとりもなく、 食物を求めている間に、町のうちで息絶えた。 しょくもっ もと あいだ、まら いきた わが祭司および長 老たちは、その命をささえようと、わが祭司 この主よ、顧みてください、 彼らはわたしを欺いた。 あなたがこれをなされたのを喜んだ。 三わたしがどんなに嘆くかを聞いてください。 わたしは、はなはだしくそむいたからです。 わが心臓はわたしの内に転倒しています。 わたしは悩み、わがはらわたはわきかえり、 わがおとめらも、わが若人らも捕われて行った。 わが苦しみを顧みよ。 すべての民よ、聞け、 わたしは、み言葉にそむいた。 Inわたしはわが愛する者を呼んだが、

14 「主は正しい、

汚れた物のようになった。

### 第二章

一ああ、主は怒りを起し、 こはイスラエルの栄光を天から地に投げ落し、 主はイスラエルの栄光を天から地に投げ落し、 その怒りの日に、 その怒りの日に、 こまはヤコブのすべてのすまいを はないる。 こまはヤコブのすべてのすまいを はないる。 これを地に倒して、 その怒りによって、ユダの娘のとりでをこわし、 これを地に倒して、 これを地に倒して、 そのいかさたちをはずかしめられた。 こまは激しい怒りをもって、 イスラエルのすべての力を断ち、 こまは激しい怒りをもって、 「主は激しい怒りをもって、 の面で、おのれの右の手を引きもどし、 できまれる。 これを地に倒して、 のの前で、おのれの右の手を引きもどし、 にきまる、 できまると、 できまると、 できまなと、 できなと、 できなと、

かれ まつり ひ てき できり でん いし てき でき やた もろもろの宮 殿の石がきを敵の手に渡された。 <主はシオンの娘の城壁を破壊しようとしょ。 ひょう ひょう じょうくき はかい 彼らは祭の日のように、主の宮で声をあげた。 かれ まうり ひ я主は敵のようになって、イスラエルを滅ぼし、 火のようにその怒りを注がれた。 激しい怒りによって、王と祭司とを捨てられた。 主は祭と安息日とをシオンに忘れさせ、しゅ・まつり・あんそくにち そのすべての宮殿を滅ぼし、そのとりでをこわし、 これらは共に衰える。 打ちこわして、その手をひかず、 思い定めて、なわを張り、 その祭の場所をこわされた。 ユダの娘の上に憂いと悲しみとを増し加えられた。 ことごとく殺し、 シオンの娘の天幕におるわれわれの目に誇る者を、 その門は地にうずもれ 壁と石がきとを悲しませられた。

あだのように右の手を伸べて立ち、

四主は敵のように弓を張り、

ヤコブを焼かれた。

幼な子や乳のみ子が町のちまたに繋っています。これでは、ままり、というでは、おが肝はわが民の娘の滅びのために、わが肝はわが民の娘の滅びのために、わがはらわたはわきかえり、

こ 彼らが、傷ついた者のように町のちまたで息も絶えようとしているからである。\*\*\*

母にむかって、「パンとぶどう酒とはその母のふところにその命を注ぎ出そうとするとき、息も絶えようとするとき、

何にあなたを比べることができようか。[=エルサレムの娘よ、わたしは何をあなたに言い、[=エルサレムの娘よ、わたしは何をあなたに言い、どこにありますか」と呼ぶ。

わたしは何をもってあなたになぞらえてシオンの娘なるおとめよ、

I ますべて道行く人は、あなたにむかって手を打ち、あなたのために人を迷わす偽りの託宣を見た。 捕われを免れさせようとはせず、彼らはあなたの不義をあらわしてな 滅ぼして、あわれむことをせず 人を欺く偽りの幻を見た。 警告されたことをなし遂げ、 Iモ主はその計画されたことを行い、 はない。 今われわれはこれにあい、これを見た」と。 ああ、これはわれわれが望んだ日だ、 あざ笑い、歯がみして言う、 「六あなたのもろもろの敵は、あなたをののしり、 となえられた町はこれなのか」と。 かつ頭を振って言う、 I型あなたの預言者たちはあなたのために だれがあなたをいやすことができようか。 いにしえから命じておかれたように、 エルサレムの娘にむかって、あざ笑い、 われわれはこれを滅ぼした、 「麗しさのきわみ、全地の喜びと

あなたの破れは海のように大きい、あなたを慰めることができようか。

息も絶えようとする幼な子の命のために、町のかどで、飢えていることである。これのために、町のかどで、飢えて 祭司と預言者が主の聖所で殺されていいでしょうか。その大事に育てた幼な子を食べるでしょうか。 女は自分の産んだ子、このように行われたのですか。 三 老いも若きも、ちまたのちりに伏し、 主にむかって両手をあげよ。 主の前にあなたの心を水のように注ぎ出せ。 あなたのひとみを休ませるな。 夜も昼も川のように涙を流せ。 ぱる ひる かわ なみだ なが わがおとめも、若人も、 あなたはだれにむかって この主よ、みそなわして、 顧みてください。 元夜、初更に起きて叫べ。 みずから安んじることをせず、 「ハシオンの娘よ、声高らかに主に呼ばわれ あなたのあだの力を高められた。 あなたについて敵を喜ばせ、 つるぎで倒されてしまった。

あなたは、その怒りの日にこれを殺し、

これをほふって、あわれむことをされなかった。

主の怒りの日には、 わたしの敵は滅ぼし尽した。 わたしが、いだき育てた者をもの のがれた者も残った者もなかった。 祭の日のように四方から呼び集められた。 三あなたは、わたしの恐れるものを、

### 第三章

四彼はわが肉と皮を衰えさせ、ひねもすわたしを攻められた。 ≡まことにその手をしばしばかえて、 ニ彼はわたしをかり立てて、 光のない暗い中を歩かせ、 悩みにあった人である。 - わたしは彼の怒りのむちによって、 わが骨を砕き、

くら とこう よれ ない はい ない はい はい はい はい しんだ 者のように、 とい はい しんだ 者のように、 わたしを囲み、わたしを閉じこめ、わたしを囲み、わたしを開み、わたしを閉じこめ、 五苦しみと悩みをもって、

t彼はわたしのまわりに、かきをめぐらして、暗い所に住まわせられた。 出ることのできないようにし、 い鎖でわたしをつながれた。

> 潜み隠れるししのように、 わたしの道筋を曲げられた。 ヵ切り石をもって、わたしの行く道をふさぎ、 彼はわたしの祈をしりぞけ へわたしは叫んで助けを求めたが、 IO 彼はわたしに対して待ち伏せするくまのように、

見るかげもないみじめな者とし、 三その弓を張って、 こ わが道を離れさせ、わたしを引き裂いて、

わたしを矢の的のようにされた。

わたしの心臓に打ち込まれた。 三彼はその箙の矢を

|四わたしはすべての民の物笑いとなり、

ひねもす彼らの歌となった。 にがよもぎをわたしに飲ませられた。 |<彼は小石をもって、わたしの歯を砕き、 | | 彼はわたしを苦い物で飽かせ、

灰の中にわたしをころがされた。 わたしは幸福を忘れた。 |モわが魂は平和を失い、

わたしが主に望むところのものもうせ去った」と。 「<そこでわたしは言った、「わが栄えはうせ去り、

これ人が若い時にくびきを負うことは、良いことである。これ主の救を静かに待ち望むことは、良いことである。 こ四わが魂は言う、「主はわたしの受くべき分である、 In 主はおのれを待ち望む者と、 それゆえ、わたしは望みをいだく。 満ち足りるまでに、はずかしめを受けよ。 IO おのれを撃つ者にほおを向け、 あるいはなお望みがあるであろう。 ニホ 口をちりにつけよ、 ひとりすわって黙しているがよい。 三、主がこれを負わせられるとき、 おのれを尋ね求める者にむかって恵みふかい。 それゆえ、わたしは彼を待ち望む」と。 あなたの真実は大きい。 III これは朝ごとに新しく、 そのあわれみは尽きることがない。 三主のいつくしみは絶えることがなく、 三 しかし、わたしはこの事を心に思い起す。 わがうちにうなだれる。 このわが魂は絶えずこれを思って、

にがよもぎと胆汁とを心に留めてください。

エヵどうか、わが悩みと苦しみ、

人は自分の罪の罰せられるのを、『五生ける人はどうしてつぶやかねばならないのか、『五生ける人はどうしてつぶやかねばならないのか、 三八災もさいわいも、 III いと高き者の前に人の公義をまげ、 III 地のすべての捕われ人を足の下に踏みにじり、 四つわれわれは、自分の行いを調べ、 Et 主が命じられたのでなければ、 三六人の訴えをくつがえすことは、 三彼は悩みを与えられるが、 三 主はとこしえにこのような人を だれが命じて、その事の成ったことがあるか 主のよみせられないことである。 苦しめ悩ますことをされないからである。 III 彼は心から人の子を またあわれみをたれられる。 そのいつくしみが豊かなので、 捨てられないからである。 かつ省みて、主に帰ろう。 つぶやくことができようか。 いと高き者の口から出るではないか。

手と共に心をもあげよう。四つわれわれは天にいます神にむかって、

わたしの上に石を投げつけました。

門 わが目は絶えず涙を注ぎ出して、やむことなく、わたしの目には涙の川が流れています。 ロス わが民の 娘の滅びによって、 ±= ゆえなくわたしに敵する者どもによって、 HO 主が天から見おろして、 った。たみになった。 わたしたちに臨みました。 四五もろもろの民の中に、 祈を通じないようにし、 HII 彼らは生きているわたしを穴の中に投げ入れ、 わたしは鳥のように追われました。 わたしを痛ませます。 顧みられる時にまで及ぶでしょう。 四七恐れと落し穴と、荒廃と滅亡とが、 ■六敵はみなわたしたちをののしり、 わたしたちをちりあくたとなさいました。 図の また雲をもって ご自分をおおい、 わたしたちを追い攻め、殺して、あわれまず、 四三 あなたは怒りをもってご自分をおおい あなたはおゆるしになりませんでした。 四二「わたしたちは罪を犯し、そむきました、

★三 どうか、彼らのすわるをも、立つをも、その思いは、ひねもすわたしを攻めています。 HH 主よ、わたしは深い穴からみ名を呼びました。 Hへ主よ、あなたはわが訴えを取りあげて、 st わたしがあなたに呼ばわったとき、 『わが嘆きと叫びに耳をふさがないでください』。 HM 水はわたしの頭の上にあふれ、 K四主よ、彼らの手のわざにしたがって、彼らに報い、 わたしは彼らの歌となっています。 ☆ 立ってわたしに逆らう者どものくちびると ☆ 主よ、あなたはわたしに対する彼らのそしりと、 co あなたはわたしに対する彼らの報復と、 ごらんになりました。 エホ 主よ、あなたはわたしがこうむった不義を わたしの命をあがなわれました。 あなたは近寄って、『恐れるな』と言われました。 m< あなたはわが声を聞かれました、 陰謀とを、ことごとく聞かれました。 陰謀とを、ことごとくごらんになりました。 わたしは『断ち滅ぼされた』と言いました。 みそなわしてください。 わたしの訴えをおさばきください。

ぬれ、主は、怒りをもって彼らを追い、 天が下から彼らを滅ぼしてください」。 あなたののろいを彼らに注いでください。 \*\* 彼らの心をかたくなにし、

### 第四章

陶器師の手のわざである土の器のようにみなされる。ニああ、精金にも比すべきシオンのいとし子らは、ニ 荒野のだちょうのように無慈悲になった。 ところが、わが民の娘は、 三山犬さえも乳ぶさをたれて、その子に乳を飲ませる。 すべてのちまたのかどに投げ捨てられた。 黄金は光を失い、

幼な子らはパンを求めても、これに与える者がない。四乳のみ子の舌はかわいて、上あごに、ひたとつき、 я 五うまい物を食べていた者は、

紫の着物で育てられた者も、 落ちぶれて、ちまたにおり、 今は灰だまりの上に伏している。

> せわが民の君たちは雪よりも清らかに、 \*\*\* 乳よりも白く、 ソドムの罰よりも大きかった。 またたくまに滅ぼされたのだ。 ソドムは昔、人の手によらないで、

ハ今はその顔はすすよりも黒く、 その姿の美しさはサファイヤのようであった。 そのからだは、さんごよりも赤く、

ヵつるぎで殺される者は、 かわいて枯れ木のようになった。

刺された者のように衰え行くからである。

二 主はその憤りをことごとく漏らし、

激しい怒りをそそぎ、 シオンに火を燃やして、

木わが民の娘のうけた懲しめは、

一六主はみずから彼らを散らして、 |四彼らは盲人のように、ちまたにさまよい、 三これはその預言者たちの罪のため、 われわれは待ち望んだが 疲れ衰えた。 長老をいたわられなかった。 祭司を尊ばず、 宿ってはならない」と言った。 異邦人の中でも人々は「もうわれわれのうちにいほうじん なか かんごと 彼らは逃げ去って放浪者となったが、ない。 IM人々は彼らにむかって、「去れよ、けがらわしい」、 だれもその衣にさわることができない。 血で汚れている。 討ち入ろうとは信じなかった。 エルサレムの門に、あだや敵が、 三地の王たちも、世の民らもみな、 再び彼らを顧みず、 「去れよ、去れよ、さわるな」と叫んだので、

その礎までも焼き払われた。

主は重ねてあなたを捕え移されない。 三シオンの娘よ、あなたの不義の罰は終った。 三 ウズの地に住むエドムの娘よ、 彼はわれわれが「異邦人の中でもかれ このわれわれが鼻の息とたのんだ者、 彼らは山でわれわれを追い立て、
なれ 喜び楽しめ、 その陰に生きるであろう」と思った者である。 主に油そそがれた者は、彼らの落し穴で捕えられた。 野でわれわれを待ち伏せる。 歩くことができなかった。 われわれは自分の町の中をも、 救を与え得ない国びとを待ち望んだ。 あなたの罪をあらわされる。 エドムの娘よ、主はあなたの不義を罰し、 あなたも酔って裸になる。 あなたにもまた杯がめぐって行く、 われわれの終りが来たからである。 われわれの終りは近づいた、日は尽きた。 IA 人々がわれわれの歩みをうかがうので、 In われわれを追う者は空のはげたかよりも速く、

- 主よ、われわれに臨んだ事を

われわれをその手から救い出す者がない。<奴隷であった者がわれわれを治めるが、 価を払って、たきぎを獲なければならない。
型われわれは金を出して水を飲み、 家は異邦人のものとなった。 こわれわれの嗣 業は他国の人に移り、 母はやもめにひとしい。 おのが命をかけて食物を獲る。 ヵわれわれは荒野のつるぎのゆえに、 エジプトおよびアッスリヤに手をさし伸べた。 \*われわれは足りるだけの食物を獲るために、 疲れても休むことができない。 三われわれはみなしごとなって父はなく、 われわれのはずかしめを顧みてください。 覚えてください。 われわれの皮膚は飢餓の激し い熱のために、

おとめたちはユダの町々で汚された。こ女たちはシオンで犯され、 われわれを久しく捨ておかれるのですか。 10 なぜ、あなたはわれわれをながく忘れ あなたの、み位は世々絶えることがない。 若者たちはその音楽を廃した。 ロ 長 老たちは門に集まることをやめ、 長老たちも尊ばれず、 炉のように熱い。 これらの事のために、われわれの目はくらくなった。 わざわいなるかな、われわれは罪を犯したからである。 踊りは悲しみに変り、 三者者たちは、ひきうすをになわせられ、 三君たる者も彼らの手でつるされ 「ヵしかし主よ、あなたはとこしえに統べ治められる。 山犬がその上を歩いているからである。 「ハシオンの山は荒れはて、 Iもこのために、われわれの心は衰え、 「 たわれわれの冠はこうべから落ちた。 ヨわれわれの心の喜びはやみ、 わらべたちは、たきぎを負って、よろめき、

三 主よ、あなたに帰らせてください

はなはだしく怒っていられるのですか。 El あなたは全くわれわれを捨てられたのですか、 いにしえの日のようにしてください。 われわれの日を新たにして、

### エゼキエ ル

### 第

つの者はみながその四方に、こ のに四つの翼があった。 + その足はまっすぐで、足のうらは子牛のといっていた。 \* おのおの四つの顔をもち、またそのおのおの の生きものの形が出てきた。その様子はこうである。 0) の足のうらのようであり、 て、その周囲に輝きがあり、たえず火を吹き出していた。その火いわたしが見ていると、見よ、激しい風と大いなる雲が北から来 ゼキエルに 者は後ろの方に、500の顔をもち、500の顔をもち、500の前を いおのその前方に人の顔をもっていた。四つのおの顔の向かうところにまっすぐに進んだ。 、そのおのおのの翼の下に人の手があった。この四い、そのおのおのの翼の下に人の手があった。この四い、そのおのおのの翼の下に人の手があった。この四い、そのおのおのの翼の下に人の手があった。 この四い こうしょう しょうに 光っていた。 ハ 月五日に、わたしが 主の手がその所で彼の上にあった。 四つの者は左の方に牛の顔をもち、 わしの顔をもっていた。ニ みがいた青銅のように光っていた。ヘ の顔をもっていた。四つの者は右のころにまっすぐに進んだ。10顔の形がままり、行く時は回らずかまかた。10顔の形がまかた。10顔の形がまかた。 つの顔をもち、またその 川のほとりで、 彼らの 捕じ また 囚る

行き来していた。「四生きものは、いなずまのひが出ていた。」四生きものは、いなずまのひが出ていた。「四生きものは、いなずまのひながらいた。」というなものがあり、たには燃える炭の火のようなものがあり、た なり、 おのその 彼らも行き、その行く時は回らない。|=この生きもののうちぱれる。|のその顔の向かうところへまっすぐに行き、霊の行くところの。 ようであった。 他左 の二つをもってからだをおおっていた。 その 、翼は高く伸っぱさ たか の なずまのひらめきのように速く いて、その火から、いなずま ばされ、 たいまつのように、 そ の二つは互に 三彼らはお 生き

り、その輪縁の周囲は目をもって満たされていた。「れい行き、行く時は回らない。」へ四つの輪には輪縁と短に輪があるようである。「ょその行く時、彼らは四方のに輪があるようである。「ょその行く時、彼らは四方の もとどまり、彼らが地からあがる時は、一彼らが行く時は、これらも行き、彼らに伴ってあがる。生きものの霊が輪のに伴ってあがる。生きものの霊が輪の る時は、輪もあがる。この霊の行く所には彼らも行き、が行く時には、輪もそのかたわらに行き、生きものが地 である。 上に輪があった。 — 五 がる。 ある。 三 生きも わたしが生きものを見ていると、 る。四つのものは同じ形で、その作りは、あたかも、輪の中。「<もろもろの輪の形と作りは、光る貴かんらん石のよう輪があった。四つの生きものおのおのに、一つずつの輪で きものの頭の上に水晶のように輝く大空の形が生きものの霊が輪の中にあるからである。 、これらも行き、彼らがとどまる時は、生きものの霊が輪の中にあるからで 生きものの 輪もまたこれらと共に )輪には輪縁と輻とがあった。 かっぱらは四方のいずれかかれ 、一つずつの輪でのかたわら、地の 付き、輪は彼らのが地からあが である。 生きもの 0)

は大軍の声のようで、そのとどまる時は翼をたれる。ニュまた彼は大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。その声の響き大水の声、全能者の声のような翼の声を聞いた。その声の響きないのでは、いらだをおおっている。ニョその行く時、わたしはならなが、とがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに相連なり、生きものはおのおの二つのばした翼があり、たがいに対している。 らの 頭の上に広がっている。、==大空の下にはまっすぐに伸動をする。 ひん

をおろした。

まわりに輝きがあった。これそのまわりにある輝きのさまは、雨腰とみえる所の下の方に、火のようなものを見た。そして彼の世がとみえる所の下の方に、火のような形があった。これを囲んでいるのを見た。わたしはそのまった。またその位の形の上に、人の姿のような形があった。これを明の上の大空の上に、サファイヤのような位の形がこれをいるの頭の上の大空の上に、サファイヤのような位の形がこれをいる。 主の栄光の形のさまは、このようでもの日に雲に起るにじのようであった。

わたしの

顔をふせたとき、

たとき、語る者の声を聞いた。゛このようであった。わたしはこれ

・ を 見<sup>み</sup>

なたに語ろう」。ニそして彼がわたしに語られた時、「彼はわたしに言われた、「人の子よ、立ちあがれ、 うちに入り、 わたしを立ちあがらせた。 そして彼のわたしに 霊がわたし

> い。彼らの顔をはばかってはならない。彼らは反逆の家でああなたが、さそりの中に住んでも、彼らの言葉を恐れてはならなない。たといあざみといばらがあなたと一緒にあっても、また 子よ、彼らを恐れてはならない。彼らの言葉をも恐れてはならの家だから)彼らの中に預言者がいたことを知るだろう。 木人のの家だから)彼らの中に預言者がいたことを知るだろう。 木人のの家だから)彼らの中に預言者がいたことを知るだろう。 木人のの家だから)彼らの中に預言者がいたことを知るだろう言わなたを彼らにつかわす。 あなたは彼らに『主なる神はこう言わ及んでいる。 四彼らは厚顔で強情な者たちである。 わたしはあ及んでいる。 四彼らは厚顔で強情な者たちである。 彼らに語らなければならない。彼らは反逆の家だから。ない。ないないです。ないでは、からい聞いても、拒んでも、あなたはただわたしのる。t彼らが聞いても、正 及んでいる。四彼らは厚顔で強情な者たちである。の民につかわす。彼らもその先祖も、わたしにそむしはあなたをイスラエルの民、すなわちわたしにそ <人の子よ、わたしがあなたに語るところを聞きなさい。 しが与えるものを食べなさい」。 の家のようにそむいてはならない。 語られるのを聞いた。『彼はわたしに言われた、「人の子よ、わかん 文字が書いてあった。その書かれていることは悲しみと、 わたしの方に伸べた手があった。 あった。この彼がわたしの前にこれを開くと、 なたをイスラエルの民、すなわちわたしにそむいた反逆 拒んでも、あなたはただわたしの言葉を ヵこの時わたしが見ると、見よ、 また見よ、 あなたの口を開いて、わた わたしにそむいて今日に その表にも裏にも 手の中に巻物が 反ばんぎゃく

め

こと蜜のようであった。 なさい」。ニそこでわたしが口を開くと、彼はわたしにその巻物を食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語り、彼はわたしに言われた。「人の子よ、あなたに与えられたもの を食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に彼はわたしに言われた。「人の子よ、あなたに与えられ

語の舌の重い多くの民こうかっト)でいて、
かわすのである。<すなわちあなたがその言葉を知らない、異国かわすのである。<すなわちあなたがその言葉を知らない、異国語を用い、舌の重い民につかわすのでなく、イスラエルの家についていている。 語を用い、舌の重い民につかわすのでなく、イスラエルの家につて、わたしの言葉を語りなさい。 まわたしはあなたを、異国のはまたわたしに言われた、「人の子よ、イスラエルの家にのないまたわたしに言われた、「人の子よ、イスラエルの家に 彼らはわたしに聞くのを好まないからである。然のあう。ェしかしイスラエルの家はあなたに聞く なたをそのような民につかわしたら、彼らはあなたに聞いたで ようにした。 ェしかしイスラエルの家はあなたに聞くのを好まない。 てはならな 

> ŧ も、彼らが拒んでも、『主なる神はこう言われる』と彼らに言いて捕囚の人々、あなたの民の人々の所へ行って、彼らが聞いて言葉をあなたの心におさめ、あなたの耳に聞きなさい。二そし言をあなたの心におさめ、あなたの耳に聞きなさい。二そしかたしに言われた、「人の子よ、わたしがあなたに語るすべてのわたしに言われた、「炎」 なさい」。

れは互に相触れる生きものの翼の音と、そのかたわらの輪ののぼった時、わたしの後に大いなる地震の響きを聞いた。このぼった時、わたしをもたげた。そして主の栄光がその所から、時に霊がわたしをもたげた。そして主 て、その悪い道から離れるように語らないなら、その悪人は自分とき、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人を戒めとき、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人を戒め なたはわたしの口から言葉を聞くたびに、 を戒めなさい。「<わたしが悪人に『あなたは必ず死ぬ』と言う 悪のために死ぬ。 る。 大いなる地震のように響いた。「四霊はわたしをもたげ、いま またその悪い道をも離れない しかし、 もしあなたが悪人を戒めても、 をも離れないなら、彼はその悪のために死らしあなたが悪人を戒めても、彼がその悪をしかしその血をわたしはあなたの手から求しかしその血をわたしはあなたの手から求しない。 わたしに代って彼ら 輪っの 音さ

よ、主の栄光が、かつてわたしがケバル川のほとりで見た栄光のに語ろう」。ニョそこで、わたしは立って平野に出て行った。見た、「立って、平野に出て行きなさい。その所でわたしはあなたた、「立って、午いや「で る。こもしかし、わたしがあなたと語るときは、あなたの口を開めることができないようにする。彼らは反逆の家だからであはあなたの舌を上あごにつかせ、あなたをおしにして、彼らを戒はあなたの」と、『『『 たを縛り、 ように、その所に立ち現れたので、ように、その所に立ち現れたので、 в 人の子よ、見よ、彼らはあなたの上になわをかけ、それであな かし霊がわたしのうちにはいって、わたしを立ちあがらせ、 三 その所で主の手がわたしの上に臨み、 しに語って言った、「行って、あなたの家にこもっていなさい。ニ あなたは彼らに『主なる神はこう言われる』と言わなければ あなたを民の中に行かせないようにする。 =< わたし 者は聞くがよい、 拒む者は拒むがよ わたしはひれ伏した。三四 彼はわたしに言わ 彼らは 、わた U 'n

反逆の家だからである。

### 第四章

にエルサレムの町を描きなさい。ニそしてこれを取り囲み、これにエルサレムの町を描きなさい。ニそしてこれを取り囲み、これにむかって雲梯を設け、墨を築き、陣を張り、その回りに城くずしを備えてこれを攻めなさい。三また鉄の板をとり、それをあなたと町の間に置いて鉄の壁となし、あなたの顔をこれに向けなたと町の間に置いて鉄の壁となし、あなたの顔をこれに向けなたの上にイスラエルの家のしるしである。れがイスラエルの家のしるしである。たのたはまた自分の左脇を下にして寝なさい。わたしはあなたの上にイスラエルの家の間を負わなければならない。まわたしはでいる日の間、彼らの罰を負わなければならない。まわたしはでいる日の間を変しいその日数、すなわち三百九十日をあなたのために定める。その間あなたはその期間を終ったなら、また右脇のは一日を一年として四十日をあなたのために定める。まあなたは自分の顔をエルサレムの包囲の方に向け、腕をあらわし、町のかって強さいかなが、ままり、といるというでは、からない。カなたはも分の顔をエルサレムの包囲の方に向け、腕をあらわし、町かって独立といるければならない。 へ見よ、わたしはあなたは自分の顔をエルサレムの包囲の方に向け、腕をあらわし、町がは自分の顔をエルサレムの包囲の方に向け、腕をあらわし、町がは自分の顔を入り、はならない。 へ見よ、わたしはあなたのかけて、あなたの色囲の期間の終るまで、左右に動く

しくし、互に驚いて顔を見合わせ、その罰のために衰えさせる水を量って驚きながら飲む。」もこれは彼らをパンと水とに乏いを引ち砕く。彼らはパンを量って、恐れながら食べ、またるパンを打ち砕く。彼らはパンを量って、恐れながら食べ、また 今日まで、自然に死んだものや、野獣に裂き殺されたものを食べたには自分を汚したことはありません。わたしは幼い時からた。 すなわち彼らの目の前でこれを人の糞で焼かなければならない。三あなたは大麦の菓子のようにしてこれを食べなさい。 て、一つの器に入れ、これでパンを造り、あなたが横になって寝 われた、「人の子よ、見よ、わたしはエルサレムで人のつえとすあなたはそれで自分のパンを整えなさい」。「<またわたしに言 たしが追いやろうとする国々の中で汚れたパンを食べなければい」。「三そして主は言われた、「このようにイスラエルの民はわい」。 あなたは一日に一度これを食べなければならない。こ また水学 ヵあなたはまた小麦、大麦、豆、レンズ豆、あわ、 ならない」。「Bそこでわたしは言った、「ああ、主なる神よ、 を量って一ヒンの六分の一を一日に一度飲まなければならない。 る日の数、すなわち三百九十日の間これを食べなければならない。 ことができないようにする。 たしは牛の糞をもって人の糞に換えることをあなたにゆるす。 とはありません」。「ますると彼はわたしに言われた、「見よ、わ たことはありません。また汚れた肉がわたしの口にはいったこ - ○ あなたが食べる食物は量って一日に二十シケルである。 はだか麦を取っ わ

ためである。

第

五

そに包み、四またそのうちから少しを取って火の中に投げ入れ、て、彼らのあとを追う。三あなたはその毛を少し取って、衣のすさらに三分の一を風に散らしなさい。わたしはつるぎを抜いさらに三分の 狂暴であって、 こう言われる、あなたがたはそのまわりにいる異邦人よりもいる言われる。 全家に及ぶ。miなる神はこう言われる、わたしはこのエルサレザペかいこれを焼きなさい。火はその中から出て、イスラエルのゆ 焼き、また三分の一を取り、つるぎで町のまわりでこれを打ち、やりなさい。こその三分の一は包囲の期間の終る時、町の中で火でて、あなたの頭と、ひげとをそり、はかりで量って、その毛を分 を攻め、異邦人の目の前で、あなたの中にた。ハそれゆえ主なる神はこう言われる、 ず、むしろ、あなたがたの回りにいる異邦人のおきてを守ってい の国々よりもわたしの定めにそむいた。すなわち彼らはわたし は他の国々よりも悪しく、わたしのおきてにそむき、そのまわた。くどくに ムを万国の中に置き、国々をそのまわりに置いた。< エ のおきてを捨て、わたしの定めに歩まなかった。ょそれゆえ主は - 人の子よ、 あなたの頭と、ひげとをそり、 鋭いつるぎを取り、 わたしの定めに歩まず、わたしのおきてを行わ あなたの中にさばきを行う。 それを理髪師 見よ、 わたしはあなた 0) か その毛をか みそりとし ルサレム えあな

### 第六章

- 主の言葉が、わたしに臨んで言った、ニ「人の子よ、あなたのない。」とは、かみ、ことは、きいいのはないたがたの高き所を滅ぼす。四あなたがたの祭壇は荒され、あなたがたの高き所を滅ぼす。四あなたがたの祭壇は荒され、あなたがたの高き所を滅ぼす。四あなたがたの祭壇は荒され、あなたがたの高き所を滅ぼす。四あなたがたの祭壇は荒され、あなたがたの高き所を滅ぼす。四あなたがたの祭壇は荒され、あなたがたの高き所を滅ぼす。四あなたがたの祭壇は荒され、あなたがたの経り、あなたがたの経り、あなたがたの経り、あなたがたの経り、あなたがたの経境の前に、あなたがたの殺壇はこわされる。こうしてあなたがたの祭壇はこわし荒され、高き所は荒される。こうしてあなたがたの祭壇はこわし荒され、高き所は荒される。こうしてあなたがたの祭壇はこわしだされ、高き所は荒される。こうしてあなたがたの祭壇はこわし荒され、あなたがたの偶像の前に置き、骨をあなたがたの祭壇はこわしだされ、高き所は荒される。こうしてあなたがたの書の祭壇は入れ、あなたがたの偶像の前に置き、骨をあなたがたの音の祭壇は倒され、あなたがたの偶像は砕かれて滅び、あなたがたの音の祭壇は倒され、あなたがたのわざは消し去られる。また殺された者はあなたがたのうちに倒れる。これによって、また殺された者はあなたがたのうちに倒れる。これによって、また殺された者はあなたがたのうちに倒れる。これによって、また殺されたもしが主であることを知るようになる。

はわざわいだ。彼らはつるぎと、ききんと、疫病に倒れるからして言え。ああ、イスラエルの家のすべての悪しき憎むべき者」主なる神はこう言われる、「あなたは手を打ち、足を踏みならが言ったのは決してむなしい事ではない」。 が主であることを知る。この災を彼らに対して下すと、わたしが主であることを知る。この災を彼らに対して下すと、わたしい。 くん くん かいりん かいりん かいとうようになる。 10 そして彼らはわたしために、みずからをいとうようになる。10 そして沈れ を、荒野からリブラまで荒れ地とする。これによって彼らはわまた手を彼らの上に伸べて、その地を荒し、すべて彼らの住む所また手を彼らの上に伸べて、その地を荒し、すべて彼らの住む所たがたはわたしが主であることを知るのである。 18 わたしは 姦淫の心と、偶像を慕って姦淫を行う目をくじくからである。 こうばしいかおりを、すべての偶像にささげた所にある時、あないのでは、 の青木の下にあり、すべての茂ったかしの木の下にあり、彼らがり、すべての高き丘の上にあり、すべての山の頂にあり、すべて でわたしを思い出す。これはわたしが、 あなたがたのうちののがれた者は、その捕え移された国々の らの殺される者がその偶像の中にあり、その祭壇のまわりにあ そして彼らはそのもろもろの憎むべきことと、 つるぎをのが あなたがたのある者を生かしておく。 れて国々の中におり、国々に散らされる時、 彼らのわたしを離れ その犯した悪の あなたが 中なか た

たしが主であることを知るようになる」。

### 第七章

尽し、あなたりず、これがしの憤りをあなたの上に注ぎ、わしいきともなったの上に注ぎ、わいきとは、 たに漏らし、あなたの行いに従って、あなたをさばき、あないます。また。 こいま、あなたの終りが来た。わたしはわが怒りをあれていいの終りについて主はこう言われる、この国の四方の境に終いれの終りについて主はこう言われる、この国の四方の境に終いて主の言葉がまたわたしに臨んだ、二「人の子よ、イスラエルにしょう。 主であることを知るようになる。があなたのうちにある。これによって、 はあなたの行いのためにあなたを罰する。あなたの目はあなたを惜しみ見ず、またあなたをあわれまなのもろもろの憎むべき物のためにあなたを罰する。 の憎むべき事のためにあなたを罰する。ヵ またあなたをあわれまな ってあなたをさばき、 なたを罰する。あなたの憎むべき事またあなたをあわれまない。わたし わたしの怒りをあなたに漏らし あなたがたはわたしが わたしの目はあな わたし あなたのもろも 四 怒りをあな わたしの はあなた なた

あなたを撃つことを知るようになる。 のためにあなたを罰する。 これによって、 あなたがたは、 あなたの憎むべき事があなた 主であるわたしが

な

に、だれも命を全うすることはできない。の上にあるからだ。それはもとに帰らない。その不義のための上にあるからだ。それはもとに帰らない。その不義のため、発しの売ったものに帰ることはない。怒りがそのすべての民衆 また彼らの名声も消えて何も残らなくなる。このって悪のつえとなった。彼らもその群衆も、のって悪の ての群衆の上に臨むからだ。「三売る者はたとい生きていても、 は近づいた。買う者は喜ぶな。売る者は悲しむな。 運命が来た。 不義は花咲き、高ぶりは芽を出した。 こ 暴 虐はつ □ 見よ、その日を。また見よ、かの日が来た。 == 時は来た。 その富も消え、 あなたの最後の 怒りがすべ 日で

四

四四 それはわたしの怒りがそのすべての群衆の上にあるからだ。 人々がラッパを吹いて備えをしても戦いに出る者は のがれる者は谷間のはとのように山々に行って、 畑にいる ない。

> 渡してかすめさせる。彼らはこれを汚す。 こ わたしは彼らからだ。 こ 彼らはこれを外国人の手に渡して奪わせ、地の悪人に出い、またこれをもってその憎むべき偶像と忌むべき物をに用い、またこれをもってその憎むべき偶像と忌むべき物をであったからだ。 こ 彼らはその美しい飾り物を高ぶりのためであったからだ。 こ 彼らはその美しい飾り物を高ぶりのため にはいって汚し、三また荒れ地とする。ら顔をそむけて、彼らにわたしの聖所を汚させる。 その腹を満たすことができない。それは彼らの不義のつ () それらは彼らの飢えを満足させることができない、 強盗がこれ まずき

ばる。 この地は流血のとがに満ち、この町は暴虐に満ちているゆえ、ニュー・リョうけっ とを知るようになる」。 きに従って彼らをさばく。 つかさは望みを失い、その地の民の手はおののきによってこわうちに絶え、計りごとは長老のうちに絶える。これ王は悲しみ、 うちに絶え、 いさせる。わたしは強い者の高ぶりをやめさせる。わたしは国々のうちの悪い者どもを招いて、彼らわたしは国々のうちの悪い者どもを招いて、彼ら わたしは彼らの行いに従って彼らをあつかい、そのさば そして彼らはわたしが主であるこ 彼らの家をかす

つの穴があった。

八

彼はわたしに言われた、「人のかん

平野で見 引きあげ、神の幻のうちにわたしをエルサレムに携えて行き、北のりの髪の毛をつかんだ。そして霊がわたしを天と地の間にわたしの髪の毛をつかんだ。そして霊がわたしを天と地の間に 祭壇の門の北にあたって、その入口に、このねたみの偶像があってぎだん。またいまでである。そこでわたしが目をあげて北の方をのぞむと、見よ、のぞめ」。そこでわたしが目をあげて北の方をのぞむと、『\*\*\* き起すねたみの偶像があった。四見よ、そこに、わたしがかのに向かった内庭の門の入口に至らせた。そこには、ねたみをひ のである。しかしあなたは、さらに大いなる憎むべきことを見る憎むべきことを見るか。これはわたしを聖所から遠ざけるもみ 上に下った。こわたしは見ていると、見よ、人のような形があった。 て、その腰とみられる所から下は火のように見え、腰から上は光のように見え、腰から上は光のかった。 た。<彼はまたわたしに言われた、「人の子よ、あなたは彼らのし たちがわたし 第六ねん 彼はわたしに言われた、「人の子よ、目をあげて北の方をタポ 見た幻のようなイスラエルの神の栄光があらわれた。 やたしの前に座していたとき、主なる神の手がわたしの-の六月五日にわたしがわたしの家に座し、ユダの長 老- がっ かっかっ きょうろう すなわちイスラエルの家がここでしている大いな

せそして彼はわたしを庭の門に行かせた。 るだろう」。 わたしが見ると、 子:見み う。 見<sup>み</sup> たか。

Im その時、彼はわたしに言われた、「人の子よ、あなたはこれを ここでなす所の悪しき憎むべきことを見よ」。こっそこでわたし 見よ、そこに女たちがすわって、タンムズのために泣いていた。 |四そして彼はわたしを連れて主の家の北の門の入口に行った。 なたはさらに彼らがなす大いなる憎むべきことを見る」。 主はこの地を捨てられた』と」。「『またわたしに言われた、 で行う事を見るか。彼らは言う、『主はわれわれを見られない。
がいまうな。
の長老たちが暗い所で行う事、すなわちおのおのその偶像の室 た。三時に彼はわたしに言われた、「人の子よ、イスラエルの のおの手に香炉を持ち、そしてその香の煙が雲のようにのぼ ていた。シャパンの子ヤザニヤも、彼らの中に立っていた。 あった。こ またイスラエルの家の長 老七十人が、その前に立っよびイスラエルの家のもろもろの偶像が、 まわりの壁に描いて よびイスラエルの家のもろもろの偶像が、 がはいって見ると、もろもろの這うものと、憎むべき獣の形、 よ、壁に穴をあけよ」。そこでわたしが壁に穴をあけると、見よ、 つの戸があった。π彼はわたしに言われた、「はいって、彼らが これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るだろ っ 室っ家え

宮にその背中を向け、顔を東に向け、東に向かって太陽を拝んまや、これでは、からいと、これはおりの人が、主の主の宮の入口に、廊と祭壇との間に二十五人ばかりの人が、主の主の家の内庭にはいった。見よ、これはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、これはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、これはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、これははまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、こればはまたわたしを連れて、上の家の内庭にはいった。見よ、 で |t時に彼はわたしに言われた、「人の子よ、 あなたはこ

るすべての憎むべきことに対して嘆き悲しむ人々の額にしるし

### 第九章

は、大声に彼はわたしの耳に大声に呼ばわって言われた、「町を罰する者たちよ、おのおのがいった。こ見よ、北に向かう上の門の道から出て来る六人の者があった。こ見よ、北に向かう上の門の道から出て来る六人の者があった。これ、北に向かう上の門の道から出て来る六人の者があった。これ、北に向かう上の門の道から出て来る六人の者があった。ここにイスラエルの神の栄光がその座しているケルビムからことで来て、青銅の祭壇のかたわらに立った。ここにイスラエルの神の栄光がその座しているケルビムからことであがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがって、宮の敷居にまで至った。そして上は、亜麻布を着立ちあがった。

うところを、彼らのこうべに報いる」。 大きい。国は血で満ち、町は不義で満ちている。彼らの行わたしの目は彼らを惜しみ見ず、またあわれまない。彼らは言う、大きい。国は血で満ち、町は不義で満ちている。彼らは言う、れまはわたしに言われた、「イスラエルとユダの家の罪は非常に丸 生はわたしに言われた、「イスラエルとユダの家の罪は非常に丸 ところを、彼らのこうべに報いる」。

いました。 が報告して言った、「わたしはあなたがお命じになったように行が報告して言った、「わたしはあなたがお命じになったように行いない。 いました。 はいていた人に、かの亜麻布を着、物を書く墨つぼを腰につけていた人

# 第一〇章

11

間にはいり、ケルビムの間から炭火をとってあなたの手に満ために、ないであるだである。 しょう はは亜麻布を着たその人に言われた、「ケルビムの下の回る車のが、 あまぬの き 彼は亜麻がれるまた。サファイン れを町中にまき散らせ」。 ヤのようなものが王座の形をして、 その上に現れた。ニ

ルビムの翼の音が大能の神が語られる声のように外庭にまで聞り、宮は雲で満ち、庭は主の栄光の輝きで満たされた。エ 時にケリ、宮は雪で満ち、庭は主の栄光の輝きで満たされた。エ 時にケしていた。ロ 主の栄いる えた。 ケルビムは宮の南側に立っていた。また雲はその内庭を満たそして彼はわたしの目の前ではいった。『この人がはいった時、

わ

すると彼はこれを取って出て行った。<ケルビムはその翼の下ケルビムの間にある火を取り、亜麻布を着た人の手に置いた。立った。モひとりのケルブはその手をケルビムの間から伸べて、火を取れ」。と命じた時、その人ははいって、輪のかたわらに火を取れ」。と命じた時、その人ははいって、輪のかたわらに に人の手のような形のものを持っているように見えた。 ルブのかたわらにあった。輪のさまは、 その行く時は回らない。ただ先頭の輪の向くところに従あるようであった。こその行く時は四方のどこへでも った。10そのさまは四つとも同じ形で、あたかも輪の中かたわらにあった。輪のさまは、光る貴かんらん石のよって動はひとりのケルブのかたわらに、他の輪は他のケーが見ていると、見よ、ケルビムのかたわらに四つの輪が ケルビムの 向くところに従れ の間から

輪」と呼ばっれを持っていた。ここそれを持っていた。ここそ よび輪には、い、その行く の顔はケルブの顔、第二の顔は人の顔、第三はししの顔、第四にかまり、かまったとしょう。 とり かまったいかまった。 第一と呼ばれた。 1四 そのおのおのには四つの顔があった。 第一章 しの顔であった。 行く ・時は1 まわりに目が満ちてい 回ることをしない。 ーその輪 は わたしの ここその輪に 聞いている所で、 -その輪は その 「回まわる お

るからである。 そののぼる時は、 行き、ケルビムが翼をあげて地から飛びあがる時は、た生きものである。「ベケルビムの行く時、輪もそのい。 たわらを離れない。「もその立ちどまる時は、 in その時ケルビムはのぼった。 輪も共にのぼる。 これがケバ 生きものの霊がその中に 輪もそのかたわらに ル 川<sup>が</sup>わ 輪も立ちどまり、 で ・輪もそのな わ たし が か

栄光がその上にあった。 ないでは、いっくとというでは、いった。イスラエルの神のの宮の東の門の入口の所へ行って止まった。イスラエルの神のの宮の東のぼった。その出て行く時、輪もまたこれと共にあり、これからのぼった。その出て行く時、輪もまたこれと共にあり、これからのぼった。とは、いったというでは、からのぼった。 これ時に主の栄光が宮 の敷居から出て行って、 ケルビム いの上に

下たおに の 神みか 110これがすなわちわたしがケバル川のほとりで、 あることを知っていた。!! これにはおの の下に見たかの生きものである。 お ó の 、と。|| その額の形は、ケバル川のほとりで)四つの翼があり、また人の手のようなものごさり、 わたしはそれがケルビムで おの四つの顔があり、 イスラエ がその翼の ル が 0)

た。たそのままの顔である。おのおのその前の方にまっすぐに行ったそのままの顔である。おのおのその前の方にまっすぐに行っ

## 第一一章

をめぐらす人々である。『彼らは言う、『家を建てる時は近くはの子よ、これらの者はこの町の中で悪い事を考え、悪い計りごと共に民のつかさであった。』すると彼はわたしに言われた、「人社・民族」 われる。 あなたがたはその中から取り出される。<あなたがたはつるぎが置く殺された者は肉である。この町はなべである。しかし、 в 時に、主の霊がわたしに下って、わたしに言われた、「主はこ た。

・それゆえ、

・なる神はこう言われる、

町の中にあなたがた う言われると言え、イスラエルの家よ、考えてみよ。 え、彼らに向かって預言せよ。人の子よ、預言せよ」。ない。この町はなべであり、われわれは肉である』と。 の町に殺される者を増し、殺された者をもってちまたを満たし て行った。見よ、その門の入口に二十五人の者がいた。 あなたがたの心にある事どもを知っている。^ あなたがたはこ はその中にアズルの子ヤザニヤと、ベナヤの子ペラテヤを見た。 時に霊はわたしをあげて、東に向かう主の宮の東の門に連れ またわたしはあなたがたをその中から引き出して、 わたしはあなたがたにつるぎを臨ませると、 四それ わたしは わたし 主は言い ゆ

他国人の手に渡し、あなたがたをさばく。10 あなたがたはつる他国人の手に渡し、あなたがたをさばく。1 この町はあなたがたはわたしはイスラエルの境でさばく。がたはその肉とはならない。わたしはイスラエルの境であなたがたはその肉とはならない。わたしはイスラエルの境であなたがたをさばく。1 この町はあなたがたはわたしが主であることを知るようになる。あなたがたはわたしが主であることを知るようになる。あなたがたはわたしが主であることを知るようになる。あなたがたはわたしの定めに歩まることを知るようになる。あなたがたはわたしのだめに変し、あなたがたはわるした。10 あなたがたはつる

そうとされるのですか」。
主なる神よ、あなたはイスラエルの残りの者をことごとく滅ぼがれだので、わたしは打ち伏して、大声で叫んで言った、「ああ死んだので、わたしは打ち伏していた時、ベナヤの子ペラテヤがニュこのようにわたしが預言していた時、ベナヤの子ペラテヤが

スラエルの地をあなたがたに与える』と。「<彼らはその所に来る時、そのもろもろのいとうべきものとをその所から取り除く。」れそしてわたしは彼らに一つののとを与え、彼らのうちに新しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取り去って、肉の心を与える。」。これは彼らがわたしの定めにおり、わたしが彼らの神となるためである。二 しかしいとうべきもの、憎むべきものをその心に慕って歩む者には、彼らの行いに従ってそのこうべに報いると、主なる神は言われる」。これの中からのぼって、町の東にある上にあった。二三主の栄光が町の中からのぼって、町の東にある上にあった。二三主の栄光が町の中からのぼって、町の東にある上にあった。一三主の栄光が町の中からのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。二回その中からのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。二回その中からのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。こ回その中がらのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。こ回その中からのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。こ回その中からのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。こ回その中がらのぼって、町の東にある山の上に立ちどまった。こ回そのははわたしをあげ、神の霊によって、切のうちにわたしをかいがより、神の霊によって、ものうちにわたしが見たがはわたしを離れてのぼった。これたしば上がわたした。

#### **第一二章**

ず、彼らは反逆の家である。゠それゆえ、人の子よ、捕囚の荷物の中にいる。彼らは見る目があるが見ず、聞く耳があるが聞かっか。まの言葉がわたしに臨んだ、゠「人の子よ、あなたは反じの家」という。

く。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は顔をおおっく。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は顔をおおっく。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行った。 かりと言わなかったか。10 あなたは彼らに言いなさい、『主なるか』と言わなかったか。10 あなたは彼らに言いなさい、『主なるか』と言わなかったが。10 あなたは彼らに言いなさい、『主なるか』と言わなかったが。10 あなたは彼らに言いなさい、『主なるかれる』と。こ また言いなさい、『わたしはあなたがたのしるしである。わたしがしたとなさい、『わたしはあなたがたのしるしである。 わたしがしたとならに彼らのうちの君は、やみのうちにその荷物を肩に載せて出て行なら、彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は顔をおおっく。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は顔をおおって、次の朝、主の言葉がわたしに臨んだ、ヵ「人の子よ、反逆の家へ次の朝、空の君は、やみのうちにその荷物を肩に載せて出て行なる。彼は顔をおおっく。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は顔をおおった。彼は壁に穴をあけて、そこから出て行く。彼は顔をおおった。

た』という、このことわざはなんであるか。三三それゆえ、彼らに言え、『主なる神はこう言われる、わたしはこのことわざをやいさせ、彼らが再びイスラエルで、これをことわざとしないようめさせ、彼らが再びイスラエルで、これをことわざとしないようにする』と。しかし、あなたは彼らに言え、『日とすべての幻の実現とは近づいた』と。三四イスラエルの家のうちには、もはやむなしい幻も、偽りの占いもなくなる。三五しかし主なるわたしむなしい幻も、偽りの占いもなくなる。三五しかし主なるわたしむ。 おお ことはない。 ああ、反逆の家よ、あなたの日にわたしはこびることはない。 ああ、反逆の家よ、あなたの日にわたしはこびることはない。 ああ、反逆の家よ、あなたの日にわたしはこびることはない。 ああ、反逆の家よ、あなたの日にわたしはこれを語り、これを成就すると、主なる神は言われる」。 まばできない。 かれ まばらい であるがない ままでしい である。彼が預言することは遠い後の時のことである』と。こへそれる。 かれ まばらん できる 神は言われる、わたしの言葉はもゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる、わたしの言葉はもゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる、わたしの言葉はもゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる、わたしの言葉はもゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる、わたしの言葉はもゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる、わたしの言葉はもゆえ、彼らに言え、正なる神は言われる。

# 第一三章

言葉を聞け』。『主なる神はこう言われる、なにも見ないで、自分には \* しゅかって、預言して言え、『あなたがたは主の預言者たちに向かって預言せよ。すなわち自分の心のままに預言者にちに向かって預言せよ。すなわち自分の心のままに正の言葉がわたしに臨んだ、『人の子よ、イスラエルの「上の言葉がわたしに臨んだ、』「人の子よ、イスラエルの「上の言葉がわたしに臨んだ、』「人の子よ、イスラエルの「上の言葉がわたしに臨んだ、」「

時、人々よっが注ぎ、ひょうが降り、まが注ぎ、ひょうが降り、ま いのに『平和』と言い、また民が塀を築く時、これらの預言者たいのに『平和』と言い、また民が塀を築く時、これらの預言者たることを知るようになる。「○彼らはわが民を惑わし、平和がなることができない。そしてあなたがたはわたしが主なる神であることができない。そしてあなたがたはわたしが主。 ことを語り、偽りの物を見るゆえ、わたしはあなたがたを罰すへそれゆえ、主なる神はこう言われる、「あなたがたはむなしい りの占いを言う預言者に敵対する。彼らはわが民の会に臨まると主なる神は言われる。πわたしの手は、むなしい幻を見、偽しい。 ルの家のために石がきを築こうともしない。<彼らは虚偽を言たは主の日に戦いに立つため、破れ口にのぼらず、またイスラエ くいはどこにあるか』と言わないであろうか。こそれゆえ、主 を塗る者どもに『これはかならずくずれる』と言え。これに大雨がある。 ちは水しっくいをもってこれを塗る。 二 それゆえ、 あなたがたはむなしい幻を見、偽りの占いを語り、わたしが二言われる』と言い、なおその言葉の成 就することを期待する。 わないのに『主が言われる』と言ったではないか」。 なる神はこう言われる、 なたの預言者たちは、荒れ跡にいるきつねのようだ。 の霊に従う愚かな預言者たちはわざわいだ。四イスラエルよ、あれば、ことが、まる。 しょげんしゃ |人々はあなたがたに向かって、『あなたがたが塗った水しっ。ムッピッ゚。 ひょうが降り、あらしが吹く。|| そして塀がくずれる\*\* イスラエルの家の籍にしるされず、イスラエルの地に、はい 偽りを占った。彼らは主が彼らをつかわさないのに『主がいった』。タータ わたしはわが憤りをもって大風を起 、水しっくい わたしが言 五あなたが 七

に、 す。 してわたしが、その塀と、これを水しっくいで塗った者との上 なたがたは、 もって塗った塀をこわして、これを地に倒し、その基をあらわ て、 わが怒りをもって大雨を注がせ、 わたしの憤りを漏らし尽して、あなたがたに言う、塀はなく これが倒れる時、あなたがたはその中に滅びる。 これを滅ぼす。一四 わたしが主であることを知るようになる。 またわたしはあなたがたが水しっく 憤りをもってひようを降らせ そしてあ 一五こう

生きていてはならない者を生かす。 きいれるわが民に偽りを述べて、死んではならない者を死なせ、 ろの大きさの人の頭に、かぶり物を作りかぶせて、 魂をがる しょ めんま なる神はこう言われる、手の節々に占いひもを縫いつけ、もろもなる。 のパンのために、わが民のうちに、わたしを汚し、かの偽りを聞いている。 魂をかり取と

こっそれゆえ、主なる神はこう言われる、 たが用いて、 魂をかり取るところの占いひもを奪\*\*\*。 見<sup>み</sup>よ、 わたしはあなた あなた

が

道から離れようとする時、 た。またあなたがたは悪人が、その命を救うために、その悪しきもって正しい者の心を悩ました。わたしはこれを悩まさなかった。 たがたの手から救い出す。そのとき、いをすることができないようになる。 ころの魂を、鳥のように放ちやる。三 わたしはまたあなたがた がたの腕から占いひもを裂き取って、 しが主であることを知るようになる。三あなたがたは偽りを 再びあなたがたの獲物とはならない。そしてあなたがたはわた であることを知るようになる」。 かぶり物を裂き、わが民をあなたがたの手から救う。 あなたがたは重ねてむなしい幻を見ることができず、 占 それをしないように勧める。三三それ わたしはわが民を、 あなたがたはわたしが主 あなたがたがかり取ると 彼らは あな

#### 第一四章

の家の人々で、その偶像を心の中に持ち、その顔の前に罪に落した。ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所に重した。ニ時に主の言葉が、わたしに臨んだ、来て、わたしの前に座した。ニ時に主の言葉が、わたしに臨んだ、来て、わたしの前に座した。ニ時に主の言葉が、わたしに臨んだ、来て、わたしの前に座した。ニ時に主の言葉が、わたしに臨んだ、来て、わたしの前に座した。ニ時に主の言葉が、わたしに臨んだ、来て、わたしの前に座した。ニは、その偶像を心の中に持ち、罪には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、からない。ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所には、ここにイスラエルの長老のうちのある人々が、わたしの所にない。

離れ、その心に偶像を持ち、その顔の前に罪に落しいれるところ家の者およびイスラエルに宿る外国人のだれでも、わたしから顔を、そのすべての憎むべきものからそむけよ。セイスラエルのなき、そのすべての憎むべきものからそむけよ。セイスラエルのなたがたは悔いて、あなたがたの偶像を捨てよ。あなたがたのなたがたは悔いて、あなたがたの偶像を捨てよ。あなたがたのな わたしはわたしの顔を、その人に向け、彼を、しるし、およびこ求めるときは、主であるわたしは、みずからこれに答をする。^^のつまずきを置きながら、預言者に来て、心のままにわたしにのつまず 彼らがわが民となり、わたしが彼らの神となるためであると、主なれてそのもろもろのとがによって、おのれを汚さないため、また これに答をする。πこれはその偶像のために、すべてわたしを ここれはイスラエルの家が、 なたがたはわたしが主であることを知るようになる。 とわざとなし、これをわが民のうちから断ち滅ぼす。 \* それゆえイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる、 なる神は言われる」。 れたイスラエルの家の心を、わたしが捕えるためであ 重ねてわたしを離れて 預言者の その時、 みずから もとに ヵ も ぁ あ

三 主なる神はこう言われる、わたしが人と獣とを地から断つた

こまの言葉が、またわたしに臨んだ、三「人の子よ、もし気が て、そのつえとたのむパンを砕き、これにききんを送り、人と獣 とをそのうちから断つ時、四たといそこにノア、ダニエル、ヨ ブの三人がいても、彼らはその義によって、ただ自分の命を救い うるのみであると、主なる神は言われる。五もしわたしが野の 歌にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その 獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その 獣にこの地を通らせ、これを荒させ、これを荒れ地となし、その 獣のためにそこを通る者がないようにしたなら、「木 主なる神は 言われる、わたしは生きている、たといこれら三人の者がその中にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身 にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身 にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身 にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身 でれと言って、人と獣とをそこから断つならば、「へ主なる神は 言われる、わたしは生きている、たといこれら三人の者がその中にいても、そのむすこ娘を救うことはできない。ただ自分自身 を救いうるのみである。「れあるいは、わたしがもし、この地に 変病を送り、血をもってわが憤りをその上に注ぎ、人と獣とを そこから断つならば、「○主なる神は を救いうるのみである。「れあるいは、わたしがもし、この地に ながまままする。 を救いうるのみである。「カーカるいは、わたしがもし、この地に ながないようにしたなら、「木 を なる神は これと言って、人と獣とをその上に注ぎ、人と獣とを そこから断つならば、「○主なる神は を救いうるのみである。「カーカをしがもし、この地に ながないようにしても、彼らはその ながないようにしても、彼らはその を救いうるのみである。「カーカでも、彼らはその なすこ娘を救うことができない。ただその義によって自分の命 むすこ娘を救うことができない。ただその義によって自分の命 むすこながながことができない。ただその義によって自分の命

はい罰をエルサレムに送る時はどうであろうか。こしかし、もしい罰をエルサレムに送る時はどうであろうか。ここしかし、もしてれがあなたがたに来るとき、むすこ娘たちを助け出す者が、その中に残っていて、あなたがたがその行いと、わざとを見るならば、わたしがエルサレムの上に与えたすべての災について慰められるであろう。ここすなわち、あなたがたがたが、その行いと、わざとを見るならば、わたしがエルサレムの上に与えたすべての災について慰められるであろう。ここすなわち、あなたがたがたが、その行いと、わずとを見る時、から、おいであると、主なる神は言われる」。

# 第一五章

これを焼き、これをこがした時には、なんの役に立つだろうか。 また人はこるか。 こその木は何かを造るために用いられるか。 また人はこるか。 こその木は何かを造るために用いられるか。 また人はこれを用いて、器物を掛ける木釘を造るだろうか。 四見よ、これはたとき、それはなんの役に立つだろうか。 五見よ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこよ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこよ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこれを焼き、これをごとき、それはなんの役に立つだろうか。 五見よ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこれを焼き、これをごがした時には、なんの役に立つだろうか。 五見よ、これは完全な時でも、なんの用をもなさない。まして火がこれを焼き、これをごがした時には、なんの役に立つだろうか。 五月れを焼き、これをごがした時には、なんの役に立つだろうか。 五月れを焼き、これをごがした時には、なんの役に立つだろうか。 五月れを焼き、これをごがした時には、なんの役に立つだろうか。 五月がら、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうの木を、火に投げ入れて焼くように、エルサレムの住民をそうか。

#### 第一六章

こう言われる、あなたの起り、あなたの生れはカナンびとの地にこう言われる、あなたの起り、あなたの生れた日に、へその緒である。あなたの生れについていえば、その生れた日に、へその緒る。四あなたの生れについていえば、その生れた日に、へその緒は切られず、水で洗い清められず、塩でこすられず、また布で包まれなかった。五ひとりもあなたをあわれみ見る者なく、情をもってこれらのことの一つをも、あなたにしてやる者もなく、情をもってこれらのことの一つをも、あなたにしてやる者もなく、情をもった、『生きよ、も野の木のように育て』と。すなわちあなたは言った、『生きよ、も野の木のように育て』と。すなわちあなたは言った、『生きよ、も野の木のように育て』と。すなわちあなたは見して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整成長して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整成長して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整成長して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整成長して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整成長して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整成長して大きくなり、一人前の女になり、その乳ぶさは形が整めた。

へわたしは再があなたのかたわらをとおって、あなたを見たが、みよ、あなたは愛せられる年齢に達していたので、わたしは着物見よ、あなたと契約を結んだ。そしてあなたはわたしのものとなったと、主なる神は言われる。れそこでわたしは水であなたをおおった。ニ また飾り物であなたを飾り、同経い取りした着物にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、鎖をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、針をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、針をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、針をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭にはめ、針をあなたの首にかけ、三鼻には鼻輪であなたの手をおかった。あなたの右声は国々に広まった。これはわたしが、あなたに施した飾りによって全うされたからであると、主なる神は言われる。

と香とをその前に供え、「ヵまたわたしがあなたに与えたパン、と香とをその前に供え、「ヵまたわたしがあなたに与えたパン、と香とをその前に供え、「ヵまたわたしがあなたに与えたパン、と香とをその前に供え、「ヵまたわたしがあなたに与えたパン、と香とをその前に供え、「ヵまたわたしがあなたに与えたパン、と香とをその前に供え、「ヵまたわたしがあなたに与えたパン、と香とをその前に供え、「ヵまたおしい」とい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事であろうか。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事である。 こ あなたはわたしの子どもを殺し、火の中さい事である。 こ あなたが衣もなく、 裸で、血のきことや姦淫を行うに当って、あなたが衣もなく、 裸で、血の中にころがりまわっていた自分の若き日のことを思わなかった。

こ三 あなたがもろもろの悪を行った後、(あなたはわざわいだ、こ三 あなたがもろもろの悪を行った後、(あなたはわざわいだと、主なる神は言われる) 三 あなたは自分のために治を違って、あなたの美に治を造り、三 ちまた、ちまたのつじ高楼を建て、広場、広場に台を造り、三 ちまた、ちまたのつじ高楼を建て、広場、広場に台を造り、三 ちまた、ちまたのつじ高楼を建て、広場、広場に台を造り、三 ちまた、ちまたのつじ高楼を建て、広場、広場に台を造り、三 ちまた、ちまたのつじるとかの肉欲的な隣りエジプトの人々と姦淫を行っている。 こ あなたはまた、かの肉欲的な隣りエジプトの人々と姦淫を行っている。 こ あなたはおざわいだ、ちなたの上に伸べて、あなたの賜わる分を減らし、あなたのをあなたの上に伸べて、あなたの賜わる分を減らし、あなたのをあなたの上に伸べて、あなたの賜わる分を減らし、あなたはわざわいだ、まなかまない。 またアッスリヤの人々と姦淫を行ったが、彼らと姦淫を行ったが、彼らと姦淫をのかいので、またアッスリヤの人々と姦淫を行ったが、彼らと姦淫をのかいので、またアッスリヤの人々と姦淫を行ったが、彼らと姦淫を

たの母はヘテびと、あなたの父はアモリびと、四木あなたの姉はの娘、またその夫と子どもとを捨てた姉妹を持っている。あなを非いる。四番あなたは、その夫と子どもとを捨てたあなたの母は、 裸者にする。 ぎ取り、 渡す。彼らはあなたの高楼を倒し、台をこわし、あなたの衣をはたみの血とを、あなたに注ぐ。『ヵわたしはあなたを恋人の手に うところをあなたのこうべに報いると、主なる神は言われる。 事をもって、わたしを怒らせたから、見よ、わたしもあなたの行 あなたから離し、わたしは心を安んじて、再び怒ることをしな こなったではないか。四四見よ、すべてことわざを用いる者は、 る。『『そしてあなたに対するわが憤りをしずめ、わがねたみを き、多くの女たちの前で、あなたにさばきを行う。 こうしてわた あなたを撃ち、つるぎであなたを切り、四一火であなたの家を焼 なたの妹はソドムで、その娘たちと共に、あなたの南に住んでい サマリヤ、サマリヤはその娘たちと共に、あなたの北に住み、あ あなたについて、『この母にしてこの娘あり』という、ことわざ あなたはもろもろの憎むべき事に加えて、このみだらな事をお しはあなたに淫行をやめさせ、重ねて価を払わせないようにす 四三またあなたはその若き日の事を覚えず、すべてこれらの あなたの美しい飾りの品を奪い、あなたを攻め、石であなたの美しい飾りの品を奪い、あなたを衣服のないららく かぎ しゅうば あなたを衣服のない

く憎むべき事をおこない、あなたのおこなったもろもろの憎むく憎むべき事をおこない、あなたのおこなったもろもろの憎むりはあなたの半分も罪を犯さなかった。あなたは彼らよりも多りはあなたので、わたしはそれを見た時、彼らを除いた。ま一サマリなったので、わたしはそれを見た時、彼らを除いた。ま一サマリ に飽き、安泰に暮していたが、彼らは、乏しい者と貧しい者を助罪はこれである。 すなわち彼女と、その娘たちは高ぶり、食 物のようなのことはしなかった。四ヵ 見よ、あなたの妹 ソドムのしたほどのことはしなかった。四ヵ 見よ、あなたの妹 その姉妹を有利にさばいたことによって、あなたもまた自分の かけたからである。 を負わなければならない。 義とされるからである。それであなたも恥を受け、はずかしめ ぎ、さらに憎むべきことをした罪によって、彼らはあなたよりもも、さらに憎むべきことをした罪によって、彼らはあなたよりも べき事によって、あなたの姉妹を義と見せかけた。

ニあなたは けなかった。mの彼らは高ぶり、わたしの前に憎むべき事をおこ あなたの妹 ソドムとその娘たちは、あなたとあなたの娘たちが らに悪くなる。四、主なる神は言われる、 いないが、しばらくすると、あなたのおこないは、彼らよりもさ る。 はずかしめを負わなければならない。それはあなたが彼らより gt あなたは彼らの道を歩まず、彼らの憎むべき事に従 それはあなたがその姉妹を義と見せ わたしは生きている。

かしめを負わせるため、またすべてあなたのなした事を恥じさるあなたの幸福をもとに返す。ヨロ これはあなたに自分のはず娘たちの幸福、サマリヤとその娘たちの幸福、また彼らの中にい娘これたしは彼らの幸福をもとに返す。すなわちソドムとそのヨニわたしは彼らの幸福をもとに返す。すなわちソドムとそのヨニ

負っていると主は言われる。 なたのみだらな行為と、あなたの憎むべき事のとがとを、なたのみだらな行為と、あなたの憎むべき事のとがとを、 よどりみだらな行為と、あなたの憎むべき事のとがとを、身にあざけるペリシテの娘たちのそしりとなった。≒↑ あなたはあ ドムの娘たちと、すべてその周囲の者、および四方からあなたをで、そうではなかったか。 しかし今はあなたも彼女と同様に、エで、そうではなかったか。 しかしり なたの娘たちとは、そのもとの所に帰る。 虽然あなたの高ぶりの マリヤと、その娘たちとは、そのもとの所に帰り、あなたと、 せるためである。 ではなかったか。エピすなわちあなたの悪があらわされた時ま 日に、あなたの姉妹ソドムは、 なたの姉妹ソドムと、その娘たちとは、 こうしてあなたは彼らの慰めとなる。 あなたの口に、ことわざとなった そのもとの所に帰 作り、 五五五 あ サ あ

・時に主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、イスラエルのこれる、さまざまの色の羽毛を多く持ち、大きな翼と、長い羽根とれる、さまざまの色の羽毛を多く持ち、大きな翼と、長い羽根とわち水の多い所にもって行って、柳を植えるようにこれを植えた。ままたその地の種をとって、これを肥えた土に植えた。すなた。ままたその地の種をとって、これを肥えた土に植えた。すなた。ままたその地の種をとって、されを肥えた土に植えた。すなた。ままたその地の種をとって、本で、大きな翼と、長い羽根とた。、これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、た。、これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、た。、これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、た。、これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、た。、これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、た。、これが成長して、たけ低く、はびこるぶどうの木となり、たった。ないの様と伸ばし、葉を出した。

必ず彼は自分を王となした王の住む所、彼が立てた誓いを軽んならかれている。主なる神は言われる、わたしは生きている、ことができようか。主なる神は言われる、わたしは生きている、 ヵ それゆえ、主なる神はこう言われる、わたしは生きている、彼れ むき、使者をエジプトに送って、馬と多くの兵とをそこから獲よむき、使者をエジプトに送って、馬と多くの兵とをそこから獲よ 見よ、バビロンの王がエルサレムにきて、その王とつかさとを捕き こ 主の言葉がまたわたしに臨んだ、三「反 逆の家に言え。これ い。「<彼は誓いを軽んじ、契約を破り、その手を与えて誓いない。」<彼は誓いを軽んじ、契約を破り、その手を与えています。 て大いなる軍勢と、多くの人とをもって、彼を助けて戦いをしない。 うとした。彼は成功するだろうか。このようなことをなす者もの よって立たせるためである。「゠しかし彼はバビロンの王にそ ずから立つことができないようにし、その契約を守ることに だった人々を捕えて行った。「mこれはこの国を卑しくして、 を捕えて、これと契約を結び、誓いを立てさせ、また国のおも え、これをバビロンに引いて行った。こまた王の子孫のひとり らがなんであるかをあなたがたは知らないのか。彼らに言え、 多くの命を断つために塁を築き、雲梯を建てるとき、パロは決しいののです。 いであろうか。その育った苗床で枯れないであろうか のこうべに報いる。 わたしの誓いを軽んじ、わたしの契約を破ったことを、必ず その契約を破った相手の王のいるバビロンで彼は死ぬ。」ものとなった。 のがれることができようか。 | 木契約を破ってなおのがれる なおこれらの事をしたゆえ、のがれることはできない。こ = わたしはわが網を彼の上に打ちかりない。 み

しょうえを から小枝をとって、これを植える。これは枝を出し、実を結び、みご エルの高い山にこれを植える。これは枝を出し、実を結び、みご エルの高い山にこれを植える。これは枝を出し、実を結び、みご とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の とな香柏となり、その下にもろもろの種類の獣が住み、その枝の ただった。 までし、 るわたしが高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、 おれ木を緑にすることを知るようになる。主であるわたしはこ れを語り、これをするのである」。

# 第一八章

ルでこのことわざを用いることはない。四見よ、すべての魂はわれでいて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このことわざを用い、『父たちが、酢いぶどうを食べについて、このごとわざを用い、『女だんがそがイスラエルの地・主の言葉がわたしに臨んだ、『「あなたがたがイスラエルの地・

て自分の食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、ましょくもつ うしょくもつ きゅうきん はだか もの いふく き

その

イ 豆

をあげてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣り人の妻を犯さず、

だれをもしえたげず、質物をひき留めず、物を奪わず、かえった。

を犯した魂は必ず死ぬ。

\*\*\* たまじょかなら したしのものである。父の魂も子の魂もわたしのものである。父の魂も子の魂もわたしのものである。『\*\*

「四しかし彼が子を生み、その子が父の行ったすべての罪を見したので、必ず死に、その山は彼自身に帰する。 みから めは生きることにて きょうじん きゅうか。彼は生きることにて こくし 隣り人の妻を犯し、三乏しい者や貧しい者をしえたげ、物を奪とは、びとっままか。とば、せのまず、もの人で食事をし、れらの義務の一つをも行わず、こかえって山の上で食事をし、 ある。 に歩み、 の者に衣服を着せ、<利息や高利をとって貸さず、手をひいて悪げず、質物を返し、決して奪わず、食物を飢えた者に与え、裸が変を犯さず、汚れの時にある女によっか、ものっまを犯さず、汚れの時にある女によっかず、セだれをもしえたの妻を犯さず、汚れの時にある女になっかず、セだれをもしえたのまをせず、また目をあげてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣り人をせず、また目をあげてイスラエルの家の偶像を仰がず、隣り人 うか。彼は生きることはできない。彼はこれらの憎むべき事をい、三利息や高利をとって貸すならば、その子は生きるであろい。 を行わず、人と人との間に真実のさばきを行い、れわたしの定めます。 このしかし彼が子を生み、その子が荒い者で、人の血を流し、 がもし正しくあって、 彼は必ず生きることができると、主なる神は言われる。 わたしのおきてを忠実に守るならば、彼は正しい人で 、公道と正美 の家の偶像を仰がず、隣り人いえ くうぞう きま しょ びと まる とな びと いえ 山の上で食事 ے る。

の悪のために死ぬ。

こ、しかしあなたがたは、『なぜ、子は父の悪を負わないのか』という。子は公道と正義とを行い、わたしのすべての定めを守っておこなったので、必ず生きるのである。この罪を犯す魂は死のすべての定めを守り、公道と正義とを行うならば、彼は必ず生きる。死ぬことはない。三、その犯したもろもろの罪を離れ、わたしまる。死ぬことはない。三、その犯したもろもろの罪を離れ、わたしまる。死ぬことはない。三、その犯したもろもろの罪を離れ、わたしまる。死ぬことはない。三、その犯したもろもろの罪を離れ、わたしまる。死ぬことはない。言、その犯したもろもろの罪を離れて忠きる。死ぬことはない。前はそのなした正しい事のために生きる。死ぬことはない。彼はそのなした正しい事のために生きる。近はないか。三のしかし義人がもしその義を離れて忠を好んでいるではないか。このしかし義人がもしその義を離れて悪を行い、かれがないか。彼が行ったもろもろの憎むべき事を行うならば、生きるであろうか。彼が行ったもろもろのでしい事は覚えられない。彼はその犯したとがと、その犯した罪とのために死ぬ。その犯したとがと、その犯した罪とのために死ぬ。

スラエルの家よ、聞け。わたしのおこないは正しくないのか。這しかしあなたがたは、『主のおこないは正しくない』と言う。

正しくないのは、あなたがたのおこないではないか。これ義人が正しくないのは、あなたがたのすべてのとがを離れたとができる。「不彼は省みて、その犯したすべてのとがを離れたのだから必ず生きる。死ぬことはない。」も、わたしのおこないは、はたして正しくないのな、おたしのおこないは、はたして正しくないのが、と、わたしのおこないは、はたして正しくないのが、正しくないのは、あなたがたのおこないではないか。

「「るとができる。「不彼は省みて、その犯したすべてのとがを離れたとができる。「不彼は省みて、その犯したすべてのとがを離れたのだから必ず生きる。死ぬことはない。」も、しかしイスラエルの家は『主のおこないは、はたして正しくないのか。正しくないのは、あなたがたのおこないではないか。
「「ないたがたのおこないではないか。」は、おのそのおこないに従ってさばくと、主なる神は言われる。悔おのそのおこないに従ってさばくと、主なる神は言われる。悔おのそのおこないたがたのすべてのとがを離れよ。さもないと悪いみのたがたがたのおこないではないか。
「はあなたがたを滅ぼす。」 あなたがたがわたしに対しておこはあなたがたを滅ぼす。 あなたがたがわたしに対しておこはあなたがたを滅ぼす。 あなたがたがわたしに対しておこはあなたがたを滅ぼす。 まならに対しておこれが、かればないのは、あなたがたのおこないではないか。 「本義人が正しくない」というないが、「本義人が正しくない」というないが、「本義人が正しくない」と言うないが、「本義人が正しくない」と言うないが、「本義人が正しくない」というないが、「本義人が正しくない」というないが、「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というないではないか。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくない」というない。「本義人がこればいる」というない。「本義人がこればいる」というない。「本義人がこればいる」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」というないではない。「本義人がこればいる」」というないではない。「本義人が正しくない」というない。「本義人が正しくないのから、「本義人がこればいる」というない。「本義人が正しくないのから、「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というない。「本義人がこればいる」」というないののない。「本義人が正しくない」」というない。「本義人が正しくない。」
「本義人の、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義人が、「本義んが、「本義人が、「

## 第一九章

は言われる。

それゆえ、

あなたがたは翻って生きよ」。

か。言わたしは何人との死をも喜ばないのであると、主なる神。

イスラエルの家よ、あなたがたはどうして死んでよかろう

言え、「あなたはイスラエルの君たちのために悲しみの歌をのべてニーあなたはイスラエルの君たちのために悲しみの歌をのべてニ

へそこで国々の人は彼に対して四方にわなを設け、 \*被はししのうちに行き来し、若いししとなって 落し穴でこれを捕え、 ヵ彼らはかぎをもって、 в 雌じしは自分の思いが破れ、 しょえ まも やぶ 四国々の人は彼に対して叫び声をあげ、 ≡彼女は子じしの一つを育てたが、 彼女は若いししのうちに伏して子じしを養います。 これをバビロンの王のもとに連れて行き その地とその中に満ちるものとは皆恐れた。 そのほえる声によって、 t 彼はその要害を荒し、 ほかの子じしをとって、これを若い子じしとした。 その望みを失ったのを見たので、 かぎでこれをエジプトの地に引いて行った。 獲物をとることを学び、人を食べた。

ポム ひと た それは若いししとなって、 あなたの母はししのうちにあって れをおりの中に入れて、 網を打ちかけ、 落し穴で彼を捕えた。 これをかごに入れ その町々を滅ぼした。 った。

第二〇章

- 第七年の五月十日に、イスラエルの長 老たちのある人々が、主だい ねん がっ か ひとびと しゅ

強い幹で、君たる者のつえと 地に投げうたれ、 三しかしこのぶどうの木は憤りによって抜 多くの枝をつけて高く見えた。 水が多いために実りがよく、枝がはびこった。 これが悲しみの言葉、また悲しみの歌となった。 なるべきものはそこにない。 |四火がその幹から出て、その枝と実とを滅ぼしたので かわいた、水のない地に移し植えられ 三今これは荒野に、 火に焼き滅ぼされた。 その実はもぎ取られ、 それは茂みの中に高くそびえ こその強い幹は君たる者のつえとなった。 ぶどう畑のぶどうの木のようで -○あなたの母は水のほとりに移し植えられた。 聞えさせないようにした 再びその声をイスラエルの山々に 東風がそれを枯らし、 その強い幹は枯れて、 かれ、

ばらしい所へ行かせると言った。ぉわたしは彼らに言った、あならのために探り求めた乳と蜜との流れる地、全地の中で最もす 彼らをさばこうとするのか。それなら彼らの先祖たちのした憎い。四あなたは彼らをさばこうとするのか。人の子よ、あなたはい。四あなたは彼らをさばこうとするのか。 てなかった。 を楽しませた憎むべきものを捨てず、またエジプトの偶像を捨 は彼らに誓って、エジプトの地から彼らを導き出し、わたしが彼常 たしはあなたがたの神、主であると言った日、^その日にわたし 言われる、わたしがイスラエルを選び、ヤコブの家の子孫に誓い むべき事を彼らに知らせ、ヸかつ彼らに言え。主なる神はこう の言うことを聞こうともしなかった。彼らは、 たの神、主であると。^ところが彼らはわたしにそむき、わたし エジプトの偶像をもって、その身を汚すな。わたしはあなたが たがたは、おのおのその目を楽しませる憎むべきものを捨てよ。 い、エジプトの地でわたし自身を彼らに知らせ彼らに誓って、わ わたしは生きている、 わたしはあなたがたの尋ねに答えな おのおのその目

たのは、わたしに何か尋ねるためであるか。主なる神は言われえ。主なる神はこう言われる、あなたがたがわたしのもとに来

たしに臨んだ、Ξ「人の子よ、イスラエルの長老たちに告げて言い尋ねるためにきて、わたしの前に座した。三時に主の言葉がわい。

注ぎ、わたしの怒りを彼らに漏らそうと思った。ヵしかしわたしそれで、わたしはエジプトの地のうちで、わたしの憤りを彼らに

最もすばらしい地に、彼らを導かないと言った。「\*これは彼ら彼らに誓い、わたしが彼らに与えた乳と蜜との流れる地、全地の盆がたいの名が汚されないためである。「ぁただし、わたしは荒野でたしのな。」。 滅ぼそうと思ったが、「四わたしはわたしの名のために行動しほうである」という。 おも でこでわたしは荒野で、わたしの憤りを彼らの上に注ぎ、これを 大がそれを行うことによって、生きることのできるわたしのお<sup>ひと</sup> である。このすなわち、わたしはエジプトの地から彼らを導き出知らせ、わたしの名が彼らの目の前に、はずかしめられないためを導き出して、周囲に住んでいた異邦人たちに、わたしのことを わたしと彼らとの間のしるしとした。これは主なるわたしが彼れ して、 ず、わが安息日を汚したからである。これけれどもわたしは彼ら がその心に偶像を慕って、わがおきてを捨て、 スラエルの家は荒野でわたしにそむき、わたしの定めに歩まず、 らを聖別したことを、彼らに知らせるためである。言しかしイ て生きるものである。三わたしはまた彼らに安息日を与えて、 を惜しみ見て、彼らを滅ぼさず、荒野で彼らを絶やさなかった。 きてを捨て、大いにわたしの安息日を汚した。 しのおきてを彼らに示した。これは人がこれを行うことによっ はわたしの名のために行動した。それはエジプトの地から彼ら わたしはまた荒野で彼らの子どもたちに言った、あなたがた それはわたしが彼らを導き出して見せた異邦人の前に、 荒野に連れて行き、二 わたしの定めを彼らに授け、 わが定めに歩ま わた わ

彼らの目にその先祖の偶像を慕ったからである。 1ヵ またわたかれ かん せんぜ ぐうぞう した らがわがおきてを行わず、わが定めを捨て、わが安息日を汚し、 歩まず、人がこれを行うことによって、生きることのできるわた。 - ヵ主なるわたしはあなたがたの神である。わが定めに歩み、わ るその供え物によって、彼らを汚し、彼らを恐れさせた。 いおきてとを与え、エト、そして、彼らのういごに火の中を通らせいおきてとを与え、エト、そして、タャル らを散らし、国々の中に彼らをふりまくと言った。このこれは彼れ して、わが名のために行動した。それはわたしが彼らを導き出 わが怒りを漏らそうと思った。 三 しかしわたしはわが手を翻げ そこでわたしはわが憤りを彼らの上に注ぎ、荒野で彼らに対し、 しのおきてを守り行わず、わが安息日を汚した。 ある。三 しかしその子どもたちはわたしにそむき、わが定めに があなたがたの神であることを、 がおきてを守ってこれを行い、このわが安息日を聖別せよ。 ない。その偶像をもって、あなたがたの身を汚してはならない。 がこれを行ったのは、 しは彼らに良くない定めと、それによって生きることのできな はわたしとあなたがたとの間のしるしとなって、主なるわたし の先祖の定めに歩んではならない。そのおきてを守ってはなら わたしが主であることを、彼らに知らせ あなたがたに知らせるためで 。わたし

るためである。

偶像をもって、その身を汚すのである。イスラエルの家よ、わたいまですがい。その子供に火の中を通らせて、今日まですべてのいる。これの性ができものを慕うのか。三あなたがたは、その供えし、その憎むべきものを慕うのか。三 る、あなたがたは、その先祖のおこないに従って、その身を汚10それゆえ、イスラエルの家に言え。主なる神はこう言われであるか。それでその名は今日までバマととなえられている。) を導き入れた時、彼らはすべての高い丘と、すべての茂った木とできずい。これかたしが彼らに与えようと誓った地に、彼らたしを汚した。これわたしが彼らに与えようと誓った地に、彼ら 生きている。わたしは決してあなたがたに尋ねられるはずはない。 ヵ(わたしは彼らに言った、あなたがたが通うその高き所はなん こうばしいかおりをその所に上らせ、その所に灌祭を注いだ。ニ を見て、 はこう言われる、あなたがたの先祖はまた、不信の罪を犯してわ こせそれゆえ人の子よ、イスラエルの家に告げて言え。 その憎むべきものを慕うのか。三あなたがたは、その供え なおあなたがたに尋ねられるべきであろうか。 主なる神は言われる。 その所で犠牲をささげ、忌むべき供え物をささげ、また 。主なるは わたしは 神が

る。三四わたしはわが強い手と伸べた腕と注がれた憤りとをようになり、国々のもろもろのやからのようになって、木や石をい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたを治めい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたを治めい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、あなたがたを治めい手と伸べた腕と注がれた憤りとをもって、木や石をます。 かみ かんが けっ しょうじゅ かみ かんが はっしょうじゅう かんが はっしょうじゅう かんが はっしょうじゅう かんが かんがんの心にあること、すなわち『われわれは異邦人の三三 あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異邦人の三三 あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異邦人の三三 あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異邦人の三三 あなたがたの心にあること、すなわち『われわれは異邦人の三三 あなたがたの心にあること、すなわち『われわればと違いたり』と

もって、あなたがたをもろもろの民の、こうしてあなたがたはわたしたがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分かたがたのうちから、従わぬ者と、主なる神は言われる。 ll ヤカたしはあなたがたをさばくと、主なる神は言われる。 ll ヤカたしはあなたがたをさばくと、主なる神は言われる。 ll わたしたがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分かたがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分かたがたのうちから、従わぬ者と、わたしにそむいた者とを分かたがたのうちから、従わぬ者と、わたしてあなたがたように、わたがたのうちから、従わぬ者と、おなしにそむいた者とを分かたがたのうちから、従わぬ者と、おたしてあなたがたはわたしずい。

時、あなたがたはわたしが主であることを知るのであると、主なわちあなたがたはわたしが主であることを知るようになる。 四日 イスラエルの地、またその所であなたがたのまとい出し、みずから行ったすべてのないと、すべてのわざとを思い出し、みずから行ったすべてのないと、すべてのわざとを思い出し、みずから行ったすべてのまたがたのがに、自分を忌みきらうようになる。 四日 イスラエルのまる、わたしがあなたがたの悪しきおこないによらず、またそのまる、わたしがあなたがたの思しきおこないによらず、またそのまる、わたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなす。 四日 こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなす。 四日 こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなす。 四日 こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなす。 四日 こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなす。 四日 こうしてわたしがあなたがたを、イスラエルの地、すなす。 四日 こうしてわたしがあなたがたを知るのであると、主ないと、

四日 上の言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四日 主の言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四日 主の言葉がまたわたしに臨んだ、四六「人の子よ、顔を南に向四日 主の言葉がまたわたしに臨んだ、四六 「人の子よ、顔を南に向四日 主の言葉がまたわたしに臨んだ、四六 「人の子よ、顔を南に向四日 この言葉がまたわたしに臨んだ、四六 「人の子よ、顔を南に向四日 この言葉がまたわたしに臨んだ、四六 「ああ主なる神よ、彼らはわたしにつれてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語っています、『彼はたとえをもって語る者ではないいてこう語。

る神は言われる」。

はこう言われる、「人の子よ、預言して言え、主へ主の言葉がわたしに臨んだ、ヵ「人の子よ、預言して言え、主

つるぎがある、

○殺すためにといであり、とぎ、かつ、みがいたつるぎがある。

ラバと、ユダと、堅固な城の町エルサレムとにつるぎの来る道を向かう道のはじめに置け。このあなたはまたアンモンの人々の一つの国から出ている。あなたは道しるべを作り、これを町に王のつるぎが来るために、二つの道を備えよ。この二つの道はぎ。 り、人を殺すためにみがかれている。「\*あなたの刃の向かうとらめくつるぎを彼らに送る。ああ、これはいなずまのようにな 彼らの心は溶け、多くの者がすべての門に倒れる。わたしはひぱる。これではないます。ます。またがないである。」まこれがために殺すつるぎであって、彼らを囲むものである。」まこれがために 共につるぎにわたされる。それゆえ、あなたのももを打て。 | こスラエルのすべての君たちに臨むからである。彼らはわが民と ちならし、わたしの怒りをしずめると、主なるわたしは言った」。ころで、右に左になぎ倒せ。「もわたしもまた、わたしの手を打っ 四四 これはためしにすることではない。もしあなたが、つえをあざ 「<主の言葉がまたわたしに臨んだ、」ヵ「人の子よ、バビロンの けったら、どういうことになろうか」と主なる神は言われる。 のである。 るために、とがれ、殺す者の手に渡すために、とがれみがかれる すべて木で作ったものとを軽んじた。二 このつるぎは手にと わたしたちは喜ぶことができるか。わが子よ、あなたはつえと、 るぎを二 「それゆえ、人の子よ、あなたは預言し、手を打ちならせ。 なずまのようにきらめくためにみがいてあ 度も三度も臨ませよ。これは人を殺すつるぎ、大いにと つ

りの火をあなたに向けて燃やし、滅ぼすことに巧みな残忍な人めの火をあなたに向けて燃やしの怒りをあなたに注ぎ、わたしの憤あなたをさばく。三つわたしの怒りをあなたに注ぎ、わたしいきとないに納めよ、わたしはあなたの造られた所、あなたの生れた地で あなたの血は国の中に流され、覚えられることはない、主なるわの手にあなたを渡す。≡= あなたは火のための、たきぎとなり、の手にあなたを渡す。≡= あなたは火のための、たきぎとなり、

0

よって罪を得、その造った偶像によって汚れ、あなたの日を近づの後、そのようでできずる。 という という はい 偶像を造ってその身を汚す町よ、四あなたはその流した血にくらぞう こく - また主の言葉がわたしに臨んで言った、= 「人の子よ、あなた なたに近い者も、遠い者も、汚れと、混乱に満ちているあなたををもろもろの国民のあざけりとなし、万国の物笑いとする。 エ あ う言われる、自分のうちに血を流して、その刑罰の時をまねき、 にそのもろもろの憎むべき事を示して、三言え。主なる神はこ はさばくのか。 あなたの年の定めの時はきた。それゆえわたしはあなた 血を流すこの町をさばくのか。それならこの町。

卑しめられ、寄留者はあなたのうちで虐待をうけ、みなしごと、いいいいというないで、血を流そうとしている。t父母はあなたのうちでにしたがって、血を流そうとしている。t父母はあなたのうちでえ、あなたのうちのイスラエルの君たちは、おのおのその力。

隣り人のものをかすめ、そしてわたしを忘れてしまったと、主なとは、『ター』。あなたは利息と高利とを取り、しえたげによって、あなたの。 妻と憎むべき事を行う者があり、淫行をもって、その嫁を汚す者です。これのうちにある女を犯す。こまたあなたのうちに、その隣のいるいをし、10あなたのうちで、父の裸を現し、あなたのうちで、ないをし、10あなたのうちで、 る神は言われる。 た血を流そうとして、あなたのうちで、 があり、自分の父の娘である自分の姉妹を犯す者があり、三ま たのうちで、山の上で食事をし、あなたのうちで、みだらなおこ しって血を流そうとする者は、あなたのうちにおり、人々はあな やもめとはあなたのうちで悩まされている。^ あなたはわたし 聖なるものを卑しめ、 わたしの安息日を汚した。ヵ人をのの まいないを取る者があ

除く。In わたしはあなたこよって、「「「できないら汚れをのでしている」というちに散らし、国々の間にまき、そしてあなたから汚れを宣言し、これをなす。In わたしはあなたを、もろもろのれを宣言し、これをなす。In わたしはあなたを、もろもろのれを宣言し、これをなす。In わたしはあなたを、もろもろのれを宣言し、これをなす。In わたしはるないのでは、In いっぱん の家はわたしに対して、かなかすとなった。彼らはすべて炉いますの言葉がまたわたしに臨んだ、<「人の子よ、イスラエー」。ことは ここそれゆえ見よ、あなたが得た不正の利の事、 れる。 うちにある流血の事に対して、わたしは手を打ちならす。 | \*\* わたしはあなたによって、もろもろの国民の前に そしてあなたはわたしが主であることを知る」。 およびあなたの

中の銀、青銅、すず、鉄、鉛のかなかすとなった。」れそれゆえ、中の銀、青銅、すず、鉄、鉛のかなかすとなった。」なった。 ここれに火を火きがたを集め、わたしはあなたがたをエルサレムの中に集める。このたが、銀、青銅、鉄、鉛、すずなどを炉の中に集め、これに火を火きがたを集め、わたしはあなたがたを集め、わたしの怒りの火を、あなたがたに吹きかける。あなたがたはその中で溶ける。三、銀が炉の中で溶ける。このながたはその中で溶ける。三、銀が炉の中で溶けるように、あなたがたはその中で溶ける。三、銀が炉の中で溶けるように、あなたがたはその中で溶ける。そしてあなたがたは主なるわたしが、がたもその中で溶ける。そしてあなたがたは主なるわたしが、がたもその中で溶ける。そしてあなたがたは主なるわたしが、がたもその中で溶ける。そしてあなたがたは主なるわたしが、あなたがたの上に、わたしの怒りを注いだことを知るようになる」。

# 第二三章

はエルサレムである。

「主の言葉がわたしに臨んだ、ニ「人の子よ、ここにふたりの女」と
いいである。では、この名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らの名は姉はアは押され、その処女の乳ぶさはいじられた。四彼らはエジプトで淫行をがあった。ひとりの母がいる。

彼女は彼らに淫行を供えた。彼らはすべてアッスリヤのえり抜物のじょ なっぱっ いんごう そな 長 官、司令官、すべて好ましい若者、馬に乗る者たちである。 ヒラミラかん しれいかん この こかれた。 < すなわち紫の衣をきた軍人、アッスリヤびとにこがれた。 < すなわち紫の衣をきた軍人、エアホラはわたしのものである間に淫行をなし、その恋人なるエアホラはわたしのものである間に淫行をなし、その恋人の恋しなる

送った。これそこでバビロンの人々よ皮欠りらいことに、だりだった。これに恋こがれ、使者をカルデヤの彼らのもとにれらを見て、これに恋こがれ、しょうしょしょしょしょしょ 恋こがれた。 長官、司令官、盛装した軍人、馬に乗る者たちで、こいがれた。 ままうかん しれいかん せいそう ぐんじん うま の もの 人々ににし、姉の淫行よりも多く淫行をなし、ニ アツスリヤの人々にこ その妹 アホリバはこれを見て、姉よりも情 欲をほしいままこ その妹 アホリバはこれを見て、姉よりも情欲をほしいまま を彼女の上に注いだからである。ヵそれゆえ、わたしは彼女をそかのじょうえ まて かのじょ うえ まて かのじょ かのじょ かのじょ かのじょ かのじょ かのじょ ならが彼女と寝、その処女の乳ぶさをいじり、その情 欲しょう た。10彼らは彼女の裸を現し、そのむすこ娘たちを奪い、つるた。10彼らは彼女の裸を現し、そのむすこ娘たちを奪い、つるの恋人の手に渡し、そのこがれたアッスリヤの人々の手に渡し、からできた。 また いんこう うづ かく えが ひとびと み しゅ えがたのを見た。彼らは共に一つの道をたどったが、「四彼女はさらすべて好ましい若者たちである。」= わたしは彼女が身を汚しすべてど。 ぎをもって彼女を殺した。こうして彼女に対するさばきが行わ らおこなっていた、その淫行を捨てなかった。それは彼女の若もろの偶像をもって、おのれを汚した。<彼女はエジプトの日かりが、 その生れた国カルデヤのバビロン人に似ていた。「^彼女はこ^\*\* たずきんをいただいていた。これらはみな官吏のような姿で、ホータデ にその淫行を続け、 たカルデヤびとの像で、「五 れたとき、 におよ 2で、その心は彼らから離れた。「<彼女がその淫行を情欲をもって彼女を汚したが、彼女は彼らに汚されるじょう。 彼女は女たちの間の語り草となった。 壁に描いた人々を見た。すなわち朱で描い 腰には帯を結び、 頭にはたれさがっ

> 公然と続け、その裸をさらしたので、わたしの心は彼女から離れ た。これはあたかもわたしの心が、彼女の姉から離れたと同様 た。これはあたかもわたしの心が、彼女の姉から離れたと同様 た。その人の肉は、ろばの肉のごとく、その精は馬の精のようで あった。ここのようにあなたは、かのエジプトびとが、あなた あった。ここのようにあなたは、かのエジプトびとが、あなた あった。これはあたかもわたしの心が、彼女の姉から離れたと同様 た。その人の肉は、ろばの肉のごとく、その精は馬の精のようで あった。ここのようにあなたは、かのエジプトびとが、あなた の胸に手をつけ、あなたの若い乳ぶさをおさえた時の、若い時の でいる。

きの人々である。

彼女はまた、そのこがれたすべ

ての

のもろ

彼らは憎しみをもってあなたを扱い、あなたの所得をことごとの憎む者の手、あなたの心の離れた者の手にあなたを渡す。これの覚む者の手、あなたの心の離れた者の手にあなたを渡す。これになった。 ジプトの地から持って来た淫行とを取り除き、 んだので、 れらのことがあなたに臨むのだ。三 あなたはその姉の道を歩き を慕って姦淫を行い、彼らの偶像をもって身を汚したゆえに、こした。 かんかん かん くりぎり あなたの淫乱と淫行とのゆえに、IIOすなわち、 く取り去り、 うにする。ニベ主なる神はこう言われる、見よ、わたしはあなた。 目を、エジプトびとに向けて上げさせず、彼らの事を思わないよ。 こう言われる、 りを取り去る。これこうしてわたしはあなたの淫乱と、 わたしも彼女の杯をあなたにわたす。 III 主なる神は あなたを赤はだかにし、 あなたの淫行の裸を現す。 あなたが異邦人 重ねてあなたの エ

うない) よびにいない。 画のおなたはこれを飲みこれをかたむけ、 画のおなたはこれを飲みこれをかたむけ、 これがあなたの姉サマリヤの杯である。

わたしがこれを言うと、主なる神は言われる。IIII それゆえ、主ゅあなたの乳ぶさをかきさく。

を負わねばならぬ」。のうしろに捨て去ったゆえ、あなたは自分の淫乱と淫行との罪のうしろに捨て去ったゆえ、あなたはわたしを忘れ、わたしをあなたなる神はこう言われる、あなたはわたしを忘れ、わたしをあなたな。

一天 主はわたしに言われた、「ひ」 「大きさばくのか。それならば彼らにその憎むべき事を告げよ。 三は彼らはを深い、またわたしに産んだ子らを、食物のために でもできなわち、彼らは同じ日にわたしの聖所を汚し、わたしの はらいささげた。三へさらに彼らは、わたしに対してこのように した。すなわち、彼らは同じ日にわたしの聖所を汚し、わたしの とした。すなわち、彼らは同じ日にわたしの聖所を汚し、わたしの とした。すなわち、彼らは同じ日にわたしの聖所を汚し、わたしの を息日を犯した。三れ彼らはその子らを、偶像にささげるために はらがわたしの家の中でしたことはこれである。20 さらに彼 らは使者をやって、遠くから来るように人でを割いた。見よ、彼 らは使者をやって、遠くから来るように人でを り物を身につけ、四一尊い床に座し、食 草をその前に設け、わた しの香と、わたしの油とを、その上に供えた。四ここうして、の んきな群衆の声は彼女と共にあり、また、荒野から連れて来た のいまり、かのととと、これを汚した。見よ、彼 らはきな群衆の声は彼女と共にあり、また、荒野から連れて来た のたらと共にあり、また、荒野から連れて来た といるがかりの酔いどれも、彼らと共にいた。彼らは女たちの手に腕輪をはめさせ、頭に美しい冠をいただかせた。

彼女の所にはいった。こうして彼らは姦淫を行うために、アホかのと、とうの、四四人が遊女の所にはいるように、彼らはいっないであろうか。四四人が遊女の所にはいるように、彼らはからないであたしは言った、彼らと 姦淫を行う時、人々は姦淫を四三そこでわたしは言った、彼らと かとん きょき ひとびと かんん

べて良い肉の切れ

る」。
る」。
それは彼らが淫婦であって、その手に血があるからであく。それは彼らが淫婦であって、その手に血があるからであ淫婦のさばきと、血を流した女のさばきとをもって、彼らをさば浮婦のさばきと、血を流した女のさばきとをもって、彼らをさばうおよびアホリバの所にはいった。四ヵしかし正しい人々はラおよびアホリバのがにはいった。四ヵしかし正しい人々は

世ののは、まなる神はこう言われる、「わたしは軍隊を彼らに向かって
と、四へこうしてわたしはこの地に淫乱を絶やす。すべての女く。四へこうしてわたしはこの地に淫乱を絶やす。すべての女はみずからいましめて、あなたがたがしたような淫乱を行わない。四ヵあなたがたの保証が、あなたがたの上にくだり、い。四ヵあなたがたの保証が、あなたがたがしたような淫乱を短い、の女はみずからいましめて、あなたがたがしたような淫乱を行わない。四ヵあなたがたの傷像礼拝の罪を負い、そしてわたしが主なるかなたがたはその偶像礼拝の罪を負い、そしてわたしが主なるかなたがたはその偶像礼拝の罪を負い、そしてわたしが主なるがなめ上らせ、彼らを恐れと略奪とに渡す。四ヵ軍隊は彼らに向かって四点となるがあることを知るようになる」。

### 第二四章

四その中に肉の切れを入れよ、 四その中に肉の切れを入れよ、 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。 四子の中に肉の切れを入れよ。

上に流したのである。πそれゆえ、主なる神はこう言われる、わたを返すために、その流した血がおおわれないように、裸岩のだを返すために、その流した血がおおわれないように、裸岩の る。彼女はこれを裸岩の上に流し、土でこれをおおうために、つびとつ無差別に取り出せ。セその流した血はまだその中にあっている。と 重ねる。このまきを積み重ね、
なった。
ないなるかな、流血の町。 た。 くし、骨を焼け。二そしてかまを熱くするため、それをからに 地面には注がなかった。<これは、わたしの怒りをつのらせ、 の 町<sup>ま</sup> たそれゆえ、主なる神はこう言われる、 が、あなたはあなたの不潔から清められようとしないから、わた あなたの不潔な淫行である。 そのさびを去れ。こしかしわたしのほねおりは、むだであっ ることはない。|四主なるわたしはこれを言った。 しの怒りをあなたに漏らし尽すまでは、あなたは汚れから清 その多くのさびは火によって消えない。こそのさびとは、 その肉を煮たぎらせ、 さびているかま。そのさびはこれを離れない。 わたしはあなたを清めようとした 火を燃やし、肉をよく煮て、煮つかたしもまた、まきをさらに積み わざわいなるかな、 そしてこ 肉をひと

ない、悔いない。あなたのおこないにより、あなたのわざによっない、悔いない。あなたの目の喜ぶ者を取り去る。嘆いてはならない。泣いてはならない。深を流してはならない。一生声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一生声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一生声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一生声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一生声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一生声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一世声をたない。泣いてはならない。深を流してはならない。一世声をたない。ない、悔いない。できない。ない、悔いない。はなが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしは人々に語ったが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしは人々に語ったが、夕べには、わたしの妻は死のうちに、わたしはこれをなす。わたしはやめない、惜しまは必ず成る。わたしはこれをなす。わたしはやめない、惜しまは必ず成る。わたしはこれをなす。わたしはやめない、惜しまはが、方にした。

あなたがたはわたしに言った、「あなたがすることを知るようになる』。 たいでは、 この わたしは彼らに言った、「主なる神はこう言われる、見よ、わたしはあなたがたの力の誇、目の喜び、 心の望みであるわがた。 この おなたがたもわたしがしたようにし、口をおおわず、嘆いがず、泣かず、その罪の中にやせ衰えて、 互にうめくようにする。 ここ あなたがたもわたしがしたようにし、口をおおわず、嘆いず、泣かず、その罪の中にやせ衰えて、 互にうめくようになる。 されていまっています。 まず、 はがしたようにエゼキエルはあなたがたのためにしるしなる。 されていまっています。 まず、 はがしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 彼がしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 彼がしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 ながしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 ながしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 ながしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 ながしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 ながしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 ながしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 はかしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 はかしたようにあなたがたもせよ。 この事が成る時、となる。 はかけいまなたがたもったがためにしるしたなる。 はかしたがしたが、 この事は、われわれに

しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。
しが主であることを知る」。

# 第二五章

ダの家は、他のすべての国民と同様であると。ヵそれゆえ、わたい。 <主なる神はわたしにこう言われる、モアブは言った、見よ、ユ モンの人々と共に、東方の人々に与えて、その所有とし、モアブ けて伸べ、あなたを、もろもろの国民に渡して略奪にあわせ、 ことを知る。 アブの上にさばきを行う。そのとき、彼らはわたしが主である。 の人々をもろもろの国民の中に記憶させない。こ わたしはモ なたを、 たして喜んだ。ゎそれゆえ、見よ、わたしはわが手をあなたに向む テ、バアルメオン、キリアタイムの横腹を開き、「○これをアン しはモアブの境 界の町々、すなわち国の栄えであるベテエシモ そしてあなたは、 もろもろの民の中から断ち、諸国の中から滅ぼし絶や 、わたしが主であることを知るようになる。 . あ ょ

ことを知るようになると、主なる神は言われる。これに恨みを返すことを知るようになると、主なる神は言われる。これに恨みを返して、はなはだしく罪を犯した。これが怒り、わが憤りに従ってエドムにわがあだを報いる。彼らがイスラエルの手をもって、エドムにわがあだを報いる。彼らがイスラエルの手をもって、エドムにわがあだを報いる。彼らがイスラエルの手をもって、エドムにわがあだを報いる。彼らがイスラエルの手をもって、エドムにわがあだを報いる。でなられるいが、これに恨みを返して、はなはだしく罪を犯した。これが怒り、わが憤りに従ってエドムに行う時、エドムの上に手をわが怒り、わが憤りに従ってエドムに行う時、エドムの上に手をわが怒り、わが憤りに従ってエドムに行う時、エドムの上に手をわが怒り、わが憤りに従ってエドムに恨みをふくんでユダの家こ。主なる神はこう言われる、エドムは恨みをふくんでユダの家ことなる神はこう言われる。

n 主なる神はこう言われる、ペリシテびとは恨みをふくんでいます。 \*\*\*\*

らはわたしが主であることを知るようになる」。 ちはわたしが主であることを知るようになる」。 たいなる復讐を彼らになす。わたしが彼らにあだを返す時、彼れの残りの者を滅ぼす。これのたしは怒りに満ちた懲罰をもって、の残りの者を滅ばす。これのたしは怒りに満ちた懲罰をもって、減いなる復讐をでした。これでれゆえ、主なる神はこう言われる、見よ、ぼすことをした。これでれゆえ、主なる神はこう言われる、見よ、がなる。 にいるできない。 でいるできない。 でいるできない。 でいなる復讐を彼らになす。わたしが彼らにあだを返す時、彼れの残りの者を滅ばす。これのとしば怒りに満ちた懲罰をもって、滅ばすことを知るようになる」。

# 第二六章

一 第十一年の第一日に主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子」をいいます。 こう言われる、ツロよ、わたしはあなたを攻め、海がその波を起こう言われる、ツロよ、わたしはあなたを攻め、海がその波を起すように、わたしは多くの国民を、あなたに攻めこさせる。四彼すように、わたしは多くの国民を、あなたに攻めこさせる。四彼すように、わたしは多くの国民を、あなたに攻めこさせる。四彼ないのの城壁をこわし、そのやぐらを倒す。わたしはその土を払い去って、裸の岩にする。五ツロは海の中にあって、網をはばいよって、裸の岩にする。五ツロは海の中にあって、網をはばいよって、裸の岩にする。五ツロは海の中にあって、網をはばいよって、裸の岩にする。五ツロは海の中にあって、網をはばいよって、裸の岩にする。五ツロは海の中にあって、網をはばいまって、神の岩にする。五のであると、主なる神はる場所になる。これはわたしが言ったのであると、主なる神はる場所になる。これはわたしが言ったのであると、主なる神はる場所になる。これはわたしが言ったのであると、主なる神はる場所になる。これはわたしが言ったのであると、主なる神はる場所になる。これはわたしが言ったのであると、主なる神はる場所になる。ついは、もろもろの民にかすめられ、大その本土におる娘たちは、つるぎで殺される。そして彼らは、わたしが主である。ことを知るようになる。

主なる神はこう言われる、見よ、わたしは王の王なるバビロン

七

のやぐらを打ち砕く。10その多くの馬の土煙は、あなたをおおき、盾を備え、丸城くずしをあなたの城壁に向け、おのであなたき、盾を備え、丸城くずしをあなたの城壁に向け、おのであなたた。それで、それで、といて、北からツロに攻めこさせる。<彼は本土におるあなたのきいて、北からツロに攻めこさせる。<彼は本土におるあなたのきいて、北からツロに攻めこさせる。<彼は本土におるあなたの 場所となり、再び建てられることはない。よいなる。「四わたしはあなたを裸の岩にする。 れる響き、手負いのうめき、あなたのうちの殺人のゆえに、身震」を立ってまる神はツロにこう言われる、海沿いの国々はあなたの倒に、まなる神はツロにこう言われる、海沿いの国々はあなたの倒に ばなる。「四わたしはあなたを裸の岩にする。あなたは網を張るわたしはあなたの歌の声をとどめる。琴の音はもはや聞えなくし、楽しい家をこわし、石と木と土とを水の中に投げ込む。「三し、紫 る。 騎兵と貨車と戦車の響きによって、あなたの石がきはゆるぐ。」
きへい、かしゃ、せんじゃいか。
う。人が破れた町にはいるように、彼があなたの門にはいる時、 を言ったと、主なる神は言われる。 し、 の王ネブカデレザルに、馬、 る。 三 彼らはあなたの財宝を奪い、商 品をかすめ、城 壁をくずし、つるぎであなたの民を殺す。 あなたの力 強い柱は地に倒れているがであながので、 あなたのすべてのちまたを踏みあら彼はその馬のひずめで、 あなたのすべてのちまたを踏みあら 戦車、騎兵、および多くの軍勢をひせらしゃ。きへい、いまない。これではいる。 主なるわたしがこれ る。

本土に恐れを与えてい から消え去った。 たあなたも、 その住

人の住む所とならず、また生ある者の地に所を得ない。三 わたび す とごろ なま まま まの ままの荒れ跡の中に、あなたを住ませる。それゆえ、あなたはもと共に、昔の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、 昔もと共に、 黄の民の所に下し、穴に下る者と共に下の国に、 昔 - ヵ主なる神はこう言われる、わたしはあなたを、荒れた町とな しはあなたの終りを、恐るべきものとする。あなたは無に帰す らせ、大水にあなたをおおわせる時、このあなたを穴に下る者ど し、住む者のない町のようにし、淵をあなたに向かってわきあが なる神は言われる」。 あなたを尋ねる人があっても、永久に見いださないと、 海の島々はあなたの去り行くことを見て驚く』。 I へ島々はあなたの倒れる日に身震しましま

# 第二七

商はみ 四 ツロよ、 であるツロに対して言え、主なる神はこう言われる。 わたしの美は完全である』 あなたの境は海の中にあり、 あなたは言った、

り、朝服を脱ぎ、縫い取りの衣服を取り去り、恐れを身にまとい、ぬきなく ぬい とうしょく まず みいしないであろうか。 1 5 その時、海の君たちは皆その位からおい

地に座して、いたく恐れ、

あなたの事を驚き、」もあなたのため

悲しみの歌をのべて言う、 あなたは海にあって、

強。

い誉ある町

する むらぎょ はの へ あなたのこぎ手は、 へ あなたのうちにいる熟 練なゼメルの人々である。 あなたのうちにいる熟 練なゼメルの人々である。 あなたのうちにいる熟 練なゼメルの人々である。 あなたのうちにいる熟 練なゼメルの人々である。 あなたのうちにいて漏りを語い、 あなたのうちにいて漏りを語い、 あなたのうちにいて漏りを説い、 あなたのうちにいて漏りを説い、 あなたのうちにいて漏りを説い、 あなたのうちにいて漏りを説い、 かまなたのうちにいて漏りを説い、 のすべての船およびその船員らは こうえぎ あなたのうちにいて、あなたの商 品を交易する。

中にあり、 市場となり、象牙と黒たんとを、みつぎとしてあなたに持ってきらの人々はあなたと取引し、多くの海沿いの国々は、あなたの島の人々はあなたと取引し、多くの海沿いの国々は、あなたのは馬、軍馬、および騾馬をあなたの商品と交換した。「五ローヅは馬、マスぱ、くんぱ の周囲の城壁の上にあり、ガマデの人々は、あなたのやの場合には500~ っぽっぱ アルワデとヘレクの人々は、あなたに輝きをそえた。 ニアルワデとヘレクの人々は、 デダンは乗物の鞍敷をもって、 らは赤玉、 紫、縫い取りの布、細布、さんご、めのうをもって、まかだま むらさき ぬ と ぬの ほそぬのた。 1六 あなたの製品が多いので、エドムはあなたと商 売し、彼た。 1六 あなたの製品が多いので、エドムはあなたと商 売し、彼れ ミヤワン、トバル、 の富が多いので、ダマスコはあなたと取引し、ヘルボンの酒と、 と取引し、麦、オリブ、いちじく、蜜、 あなたの商品と交換した。 エー ユダとイスラエルの地は、あなた と青銅の器とを、 なたの美観を全うした。 なたの戦士となる。 と交易をなし、銀、 三 あなたはそのすべての貨物に富むゆえに、タルシシはあなた あなたの商品と交換した。「ハあなたの製品が多く、 およびケダルのすべての君たちは小羊、雄羊、やぎをもっンは乗物の鞍敷をもって、あなたと取引した。三 アラビヤ 彼らは、あなたの周囲の城壁にその盾を掛けて、あタホヤ ピー かり、ガマデの人々は、あなたのやぐらの あなたの商品と交換した。「四ベテ・トガルマ 菖蒲をもって、 およびメセクはあなたと取引し、彼らは人身 鉄、すず、 彼らはあなたのうちに、盾とかぶとを掛け、 鉛をあなたの商品と交換した。 こ あなたの商品と交易した。 =o 油なら および乳 香をもっ あなた あなた

あなたの

おおいはエリシャ族に思いられ、

0)

海岸から来る

あなたの旗に

<sub>セ</sub>あなたの帆はエジプトから来るあや布であっ

て

あなたのために甲板を造った。

クプロの島から来る松の木に象牙をはめ

あなたのためにかいを造り、

バシャンのかしの木で、

あなたのために帆柱を造り、レバノンから香柏をとって、あなたのために船板を造り、

я 人々はセニルのもみの木で

あなたの建設者はあなたの美を完全にした。

ラン、カンネ、エデン、アッスリヤ、キルマデはあなたと取引し ろもろの宝石と金とをもって、あなたの商 品と交換した。 三 ハ とラアマの商人は、あなたと取引し、もろもろの尊い香料と、もとラアマの商人は、あなたと取引し、もろもろの尊い香料と、も た。 ニฐ タルシシの船はあなたの商 品を運んでまわった。 もで結んで、じょうぶにした敷物などをもって、あなたと取引し 三 あなたのために髪をそり、荒布をまとい、 あなたの漏りを繕う者、あなたの商品を商う者、 海の中で東風があなたの船を破った。 ちりをこうべにかぶり、灰の中にまろび、 ■○ あなたのために声をあげて泣き、はげしく叫び、 船員および海のすべてのかじ取りは海べに立ち、 In すべてかいをとる者は船からくだる。 三へあなたのかじ取りの叫び声に、近郷は震 あなたの破滅の日に海の中に沈む。 あなたの中にいるすべての仲間は皆 あなたの中にいるすべての軍人、 あなたの船員、 こせあなたの財宝、あなたの貨物、 IX あなたのこぎ手らはあなたを大海の中に進め、 あなたは海の中にいて満ち足り、いたく栄えた。 あなたのかじ取り、 あなたの商品、

まれ、かながない。 まなん なが、ほど、 ないのために心を痛めて泣き、はげしく嘆く。 あなたのために悲しみの歌をのべ、あなたのために悲しみの歌をのべ、あなたのために心を痛めて泣き、はげしく嘆く。

あなたと取引し、これらの物をあなたと交易した。三シバーのである。

IIII あなたの商品が海を越えてきた時、『だれかツロのように海の中で滅びたものがあるか。

たしまう。 あなたの多くの財宝と商品とをもって、 あなたは多くの民を飽かせ、 のなたは多くの民を飽かせ、

あなたの商品と、あなたのすべての船員とは四今あなたは海で破船し、深い水に沈み、地で大きのでは、では、水の土が大きのでは、では、水の土が大きのでは、は、水の土が大きのでは、水の土が大きのでは、水の土が大きの

#### 弗二八章

永遠にうせはてる』」。

あなたは心に高ぶって言う、なる神はこう言われる、「人の子よ、ツロの君に言え、主」と、ことは、「人の子よ、ツロの君に言え、主」と、ことは、「というだい」と、「人の子よ、ツロの君に言え、主」と、「と」

『わたしは神である、 神々の座にすわって、 海の中にいる』

√vと しかし、あな あなたは自分を神のように賢いと思っても、 神ではない。

三見よ、あなたはダニエルよりも賢く、

すべての秘密もあなたには隠れていない。

四あなたは知恵と悟りとによって富を得い

金銀を倉にたくわえた。

あなたの富を増し、

たそれゆえ、主なる神はこう言われる、 その富によってあなたの心は高ぶった。

セ見よ、わたしは、もろもろの国民の最も恐れている み、 あなたは自分を神のように賢いと思っているゆえ、

彼らはつるぎを抜いて、異邦人をあなたに攻めこさせる。

あなたが知恵をもって得た麗しいものに向かい、

あなたの輝きを汚し、

ハあなたを穴に投げ入れる。

あなたを殺す人々の前で言うことができるか。 л それでもなおあなたは、『自分は神である』と、 あなたは海の中で殺された者のような死を遂げる。

> 人であって、神ではないではないか あなたは自分を傷つける者の手にかかっては、

□のあなたは異邦人の手によって

これはわたしが言うのであると、 割礼を受けない者の死を遂げる。

主なる神は言われる」。

れる、 ために悲しみの歌をのべて、これに言え。主なる神はこう言いのない。 こ また主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子よ、ツロの王の」。 わ

あなたは知恵に満ち、

美のきわみである完全な印である。

Im あなたは神の園エデンにあって、

すなわち赤めのう、黄玉、青玉、貴かんらん石、 もろもろの宝石が、あなたをおおっていた。

緑柱石、 柱石、 縞めのう、

これらはあなたの造られた日に、 サファイヤ、ざくろ石、 そしてあなたの象眼も彫刻も金でなされた。 エメラルド。

あなたのために備えられた。

守護のケルブと一緒に置いた。 一四わたしはあなたを油そそがれた

あなたは神の聖なる山にいて、

火の石の間から追い出した。守護のケルブはあなたを守護のケルブはあなたを汚れたものとして投げ出し、 あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。 - ギ あなたの商 売が盛んになると、 王たちの前に置いて見せ物とした。わたしはあなたを地に投げうち、 そのおこないが完全であった。 あなたについて驚く。 あなたを地の上の灰とした。 あなたを見るすべての者の前でもののまで あなたを焼き、 わたしはあなたの中から火を出して あなたの聖所を汚したゆえ、 その輝きのために自分の知恵を汚したゆえに、 こせあなたは自分の美しさのために心高ぶり、 それゆえ、わたしはあなたを神の山から あなたの中に悪が見いだされた日までは Imあなたは造られた日から、 元もろもろの民のうちであなたを知る者は皆

えいえん

火の石の間を歩いた。

う言われる、 ドンに向け、これに向かって預言して、三言え。主なる神はこい。 この主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子よ、あなたの顔をシ 永遠にうせはてる」。

三わたしは疫病をこれに送り、 殺される者がその中に倒れる時、とき その四方からこれに臨むつるぎによって そのちまたに流血を送る。 彼らはわたしが主であることを知る。 そのうちにわたしの聖なることをあらわす時、 わたしがシドンのうちにさばきをおこない、 シドンよ、見よ、わたしはあなたの敵となる、 彼らはわたしが主であることを知る。 わたしはあなたのうちで栄えをあらわす。

目の前で、彼らにわたしの聖なることをあらわす時、彼らはわたる。
また、かれたもろもろの民の中から集め、もろもろの国民の IM 主なる神はこう言われる、わたしがイスラエルの家の者を、 うして彼らはわたしが主であることを知るようになる。 めたその周囲の人々のうちには、苦しめるとげもなくなる。こ Im イスラエルの家には、もはや刺すいばらはなく、これを卑しい。 わがしもベヤコブに与えた地に住むようになる。 エト 彼ら

あなたは野の面に倒れ

彼らを卑しめたすべての隣り人たちに対して、わたしがさばきはそこに安らかに住み、家を建て、またぶどう畑を作る。かつてはそこに守いれて、 を行う時、彼らは安らかに住む。 主であることを知る」。 こうして彼らは、わたしが彼ら

# 第二九章

に対して預言し、三語って言え。主なる神はこう言われる、これ、あなたの顔をエジプトの王パロに向け、彼とエジプト全国子よ、あなたの顔をエジプトの王パロに向け、彼とエジプト全国子よ、本心、がったと、上のことば エジプトの王パロよ、

荒野に投げ捨てる。 あなたはその川の中に伏す大いなる龍で、見よ、わたしはあなたの敵となる。 もろもろの魚を、あなたの川から引きあげ、あなたと、あなたのうろこについている 『ナイル川はわたしのもの あなたの川の魚を、あなたのうろこにつかせ、 四わたしは、かぎをあなたのあごにかけ わたしがこれを造った』と言う。

> あなたを取り集める者も、 葬る者もない。

地の獣と空の鳥のえじきとして与える。わたしはあなたを

る。 らがあなたを手にとる時、あなたは折れ、彼らの肩はことごとくる。あなたはイスラエルの家に対して葦のつえであった。セ彼れ あなたのうちから断つ。カエジプトの地は荒れて、 れる、見よ、わたしはつるぎをあなたに持ってきて、人と獣とをれる、見よ、わたしはつるぎをあなたに持ってきて、人と獣もの の腰をことごとく震えさせる。<それゆえ、主なる神はこう言わ 裂ける。彼らがまたあなたに寄りかかる時、あなたは破れ、彼ら \* そしてエジプトのすべての住民はわたしが主であることを知ります。 そして彼はわたしが主であることを知る。 むなしくな

敵となって、エジプトの地をミグドルからスエネまで、エチオピ言っているゆえに、1○見よ、わたしはあなたとあなたの川々の言っているゆえに、1○見よ、わたしはあなたとあなたの川々のかのかのであった。 の中にある。わたしはエジプトびとを、もろもろの国民の中に国々の中に置き、その町々は荒れて、四十年のあいだ荒れた町々にはなった。まります。 に住む者はない。こわたしはエジプトの地を荒して、荒れた。 ヤの境に至るまで、ことごとく荒し、むなしくする。 二人の足 あなたは『ナイル川はわたしのもの、わたしがこれを造った』と はこれを渡らず、獣の足もこれを渡らない。四十年の間、ここはこれを渡らず、 獣の 足もこれを渡らない。 四十年の間、ここ もろもろの国の中に散らす。

| 主なる神はこう言われる、四十年の後、わたしはエジプトび その散らされたもろもろの民の中から集める。 一四すなわ

あることを知る」。なたの口を彼らのうちに開かせる。

三 その日、わたしはイスラエルの家に、一つの角を生じさせ、

そして彼らはわたしが主で

あ

ちエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパちエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパガリを求める時、その罪を思い出して、 再びイスラエルの家が助けを求める時、その罪を思い出して、 再びもろもろの国民の では かいっこれはイスラエルの家が助けを求める時、その罪を思い出して、 再びもろもろの国民の でない。 わたしは彼らを小さくするゆえ、 再がもろもろの国民を治めることはない。 「本 これはイスラエル がない あんしながら 本で はらなる。」 また はらをその生れた地であるパカスシブトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの運命をもとに返し、彼らをその生れた地であるパカエジプトの連続を表し、およりにない。

したからであると、主なる神は言われる。

なる神はこう言われる、こ「人の子よ、預言して言え、主」主の言葉がわたしに臨んだ、二「人の子よ、預言して言え、主」との言葉がわたしに臨んだ、二「人の子よ、預言して言え、とい

これは雲の日、異邦人の滅びの時であるこれは雲の日、異邦人の滅びの時であるこれは雲の日は近い、主の日は近い。 嘆け、その日は近い、主の日は近い。

エチナピアこよぎシみがあり、エジプトで殺される者の倒れる時、エジプトで殺される者の倒れる時、四つるぎがエジプトに臨む。

|チオピヤ、プテ、ルデ、アラビヤ、リビヤおよび同盟国のその財宝は奪い去られ、その基は破られる。| エチオピヤには苦しみがあり、

は、彼らと共につるぎに倒れる。
エチオピヤ、プテ、ルデ、アラビヤ、リビヤおよ

その誇る力はうせる。エジプトを助ける者は倒れています。たまれる者は倒れています。

ミグドルからスエネまで、

主なる神が言われる。
人々はつるぎによってそのうちに倒れる

へわたしがエジプトに火を送り、その町々は荒れた町々のうちにある。 まります まります かっちにある。 まります まります おんだれて、荒れはてた国々のうちにあられる ネオ にまれる

れその日、早足の使者がわたしから出て、何事も知らぬエチオピットは はいましょう しょく マストンである。そしてかのエジプトの滅びの日に、ヤびとを恐れさせる。そしてかのエジプトの滅びの日に、 彼らはわたしが主であることを知る。 これを助ける者が皆滅びる時、とき

に苦しみが来る。見よ、これはかならず来る。 エジプトの富を滅ぼす。 わたしはバビロンの王ネブカデレザルの手によって - ○主なる神はこう言われる、

彼らはつるぎを抜いて、 最も恐るべき者がきて、 殺した者を国に満たす。 こ被と彼に従うその民、すなわち国民のうちのかれ、かれ、かれ、したが、このようなわち国民のうちの エジプトを攻め、 その地を滅ぼす。

異邦人の手によって国とその中のものとを荒す。 その国を悪しき者の手に売り、 三わたしはナイル川をからし、

エジプトの国には、もはや君たる者がなくなる。 主なるわたしはこれを言った。 わたしは偶像をこわし、メンピスで偶像を滅ぼす。 |三主なる神はこう言われる、

ゾアンに火を放ち、 □わたしはパテロスを荒し、 わたしはエジプトの国に恐れを与える。

> | 五わたしの怒りを テーベにさばきをおこない

テーベの群衆を断ち、 エジプトの要害であるペルシゥムに注ぎ、

ペルシゥムはいたく苦しみ、 スエジプトに火を下す。

テーベは打ち破られ

その城壁は破壊され

It オンとピベセテの若者はつるぎに倒れ、

テパネスでは日は暗くなり、 女たちは捕え移される。 |<わたしがエジプトの支配を砕く時、

その誇る力は絶え、

雲はこれをおおい、 その娘たちは捕え移される。

「ヵこのようにわたしはエジプトにさばきを行う。 ホランム

この第十一年の一月七日に主の言葉がわたしに臨んだ、三「人のたい」など、なるがのなぬか、じゅうご葉がわたしに臨んだ、三「人のそのとき彼らはわたしか主てまること、「ハー」 う言われる、見よ、わたしはエジプトの王パロを攻め、その強い て、つるぎを執ることができない。三それゆえ、主なる神はこ まれず、いやされず、ほうたいをも施されない。それは強くなっ

大水がこれを高くする。

時、彼らはわたしが主であることを知る」。

「たっと、おれた腕とを共に折り、その手からつるぎを落させる。こ腕と、折れた腕とを共に折り、その手の胸を強くし、かしわたしはパロの腕を折るゆえ、彼は深手を負った者のように、彼の前にうめく。こまわたしがバビロンの王の腕を強くし、パロの腕がたれる時、彼らはわたしがバビロンの王の腕を強くし、パロの腕がたれる時、彼らはわたしがバビロンの王の腕を強くし、パロの腕がたれる時、彼らはわたしがバビロンの王の腕を強くし、パロの腕がたれる時、彼らはわたしがバビロンの王の腕を強る。わたしがわたしのつるぎを、バビロンの主であることを知る」。

「たっと、おれた腕とを共に折り、その手からつるぎを落させる。こ腕と、折れた腕とを共に折り、その手からつるぎを落させる。こりに、彼の前にうめく。こまわたしがバビロンの主であることを知る」。

#### **那三一章**

り、その頂を雲の中におき、その心が高ぶりおごるゆえ、1-わいただきくも なか10それゆえ、主なる神はこう言われる、これは、たけが高くな10それゆえ、主

これをうらやんだ。

たしはこれを、もろもろの国民のような、から、また、かれての各に対してその悪のために正しい処置をとる。わたしはこれを地が出した。こもろもろの国民の最も恐れている異邦人はこれを切り倒して捨てる。その枝はもろもろの山と、すべての谷とに落ち、その枝葉は砕けて、地のすべての流れにあり、地のすべての民は、その陰を離れて、これを捨てる。三 その倒れた所で、空のもろもろの鳥は住み、その枝を指する。三 その倒れた所に、空のもろもろの鳥は住み、その枝の上に、野のもろもろの獣はいる。「四これは水のほとりのすべての木が、その高さのためはいる。「四これは水のほとりのすべての木が、その高さのために誇ることなく、その頂を雲の中におくことなく、水に潤う木が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。これらは皆、死が、みずから高ぶり立つことのないためである。

た者も滅びる。「<エデンの木のうちで、その栄えと大いなることは、まなる神はこう言われる、これが除府に下る日にわたしが淵をこれがために悲しませ、その川々をせきとめるので、大水はとをこれがために表えさせる。「木わたしがこれを穴に下る者と共に除府に落す時、もろもろの国民をその落ちる響きのために、打ち震えさせる。そしてエデンのすべての木、レバノンのすぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められすぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められずぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められずぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められる。これ彼らもこれと共に陰府に下り、つるぎで殺された者のとる。「七彼らもこれと共に陰府に下り、つるぎで殺された者のとる。「七彼らもこれと共に陰府に下り、つるぎで殺された者のとる。「七彼らもこれと共に陰府に下り、つるぎのは、下の国で慰められずぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められずぐれて美しいもの、すべて水に潤うものは、下の国で慰められずぐれて美しいもの、また、とは、から、これが陰府に下る日にわたしが淵をこれが、というないと、これが陰府に下る日にわたしが淵をこれが、というないと、これが陰府に下る日にわたしが淵といることでは、これが陰府に下る日にわたしが淵をいる。

割礼を受けない者のうちに住む。との木と共に、下の国に落され、つるぎで殺された者と共に、ンの木と共に、下の国に落され、つるぎで殺された者と共に、とで、あなたはどれに似ているのか。あなたはこのように、エデ

これがパロとその民衆であると、主なる神は言われる」。

# 第三二章

に言え、の子よ、エジプトの王パロのために、悲しみの歌をのべて、これの子よ、エジプトの王パロのために、悲しみの歌をのべて、これの子よ、エジプトの王パロのために、悲しみの歌をのべて、これの子は、「かんだい

あなたは自分をもろもろの国民のうちのししであると考えているが、 あなたは消の中の龍のような者である。 あなたは消の中の龍のような者である。 あなたは消の中の龍のような者である。 とで水をかきまぜ、川を濁す。 こよの神はこう言われる、 主なる神はこう言われる、 主なる神はこう言われる、 かたしは多くの民の集団をもって、 わたしの網をあなたに投げかけ、 わたしはあなたを地に投げかけ、 あなたを網で引きあげる。 あなたを網で引きあげる。

すべての鳥をあなたの上にとまらせ、

空をおおい、 谷川はあなたの死体で満ちる。ただがおし、山々にまで及ぼす。地を潤し、山々にまで及ぼす。 へわたしは空の輝く光を、 六わたしはあなたの流れる血で、 全地の獣にあなたを与えて飽 雲で日をおおい、月に光を放たせな ェわたしはあなたを滅ぼす時 いまれた。 はあなたを滅ぼす時 あなたの死体で谷を満たす。 яわたしはあなたの肉を山々に捨て、 к< やまやま す 星を暗くし、 此かせる。

主なる神は言う。 ことごとくあなたの上に暗くし、

ち震える。 のつるぎを、彼らの前に振るう時、あなたの事でおののく。 あなについて、多くの民を驚かせる。 その王たちは、わたしがわたし ヵわたしはもろもろの国民、あなたの知らない国々の中に、 ヾエネンピ 第 たの倒れる日には、彼らはおのおの自分の命を思って、絶えず打きの倒れるのは、かればいるのものできまして、たっちょうないのできません。 たを捕え移す時、 いる者たちである。 こ。主なる神はこう言われる、バビロンの王のつるぎ 多くの民の心を痛ませる。こっわたしはあなた。 あな

る」。

民衆とのために、これを歌うのであると、
の娘たちはこれを歌う。すなわちエジプト - たこれは悲しみの歌である。人々はこれを歌い、 彼らはわたしが主であることを知る。かれたしがその中に住む者をことごとく撃つ時、 その川々を油のように流れさせると、「四その時わたしはその水を清くし、 人の足は再びこれを濁さず、 その国に満ちるものが、ことごとく取り去られる時、 家畜のひずめもこれを乱さない。 多くの水のかたわらから滅ぼす。 彼らはエジプトの誇を断つ、 I 動わたしはエジプトの国を荒し、 主なる神は言う。 三わたしはその家畜をことごとく、 エジプトの民衆は皆滅ぼされる。 すなわちエジプトと、 主なる神は言わいかみかみい そのすべての もろもろの

Iも第十二年の一月十五日に、 だい はん はん がっ にち の娘らとを、下の国に投げ下し、穴に下った者のところに至ら、たますが、 こと くだ まる くだ まの した くだ しょう しんの子よ、エジプトの民衆のために嘆き、これと大いなる国(よ) 九 あなたの美はだれにまさっているか。 主の言葉がわたしに臨のそ んだ、一八

彼らは昔の倒れた勇士と共に伏さない。これらの勇士は、武具常、はかした。しゅうしょ。 された者である。生ける者の地に恐れを起したからである。これを

の墓はこれを囲む。彼らは皆、割礼を受けない者で、つるぎで殺ニュその所にメセクとトバル、およびすべての民衆がおる。そ

下って伏している』と。
下って伏している』と。
下って伏している』と。
下って伏している』とのはない者、つるぎに殺された者はから彼らに言う、『割礼を受けない者、つるぎに殺された者はから彼らに言う、『割礼を受けない者と共に伏せよ』。
下って伏している』と。
下って伏している』と。

を持って陰府に下り、つるぎをまくらとし、その盾は骨の上にあり、 くど

# 第三三章

こう言った、

『われわれの

いとがと、

罪っ

はわれわれの上にある。

わ

人の子よ、

イスラエルの家に言え、あなたがたは

こうべに帰する。π彼はラッパの音を聞いて、みずから警戒しなせず、ついにつるぎが来て、その人を殺したなら、その血は彼の みずから警戒しないでいるうちに、つるぎが臨み、彼らの中のひ者が、つるぎの臨むのを見ても、ラッパを吹かず、そのため民が、もの。そのなっている。そのため民が、まっている。そのため民が、まっている。そのでは とりを失うならば、その人は、自分の罪のために殺されるが、わ かったのであるから、その血は彼自身に帰する。 が、みずから警戒したなら、 たしはその血の責任を、見守る者の手に求める。 が 四しかし人がラッパの音を聞いても、 その命は救われる。六しかし見守る を自分たちの しかしその人 みずから警戒

れ

家を見守る者とする。あなたはわたしの口から言葉を聞き、せる。 みませ せの ことば ませ それゆえ、人の子よ、わたしはあなたを立てて、イスラエル て死ぬ。しかしわたしはその血を、あなたの手に求める。ヵしかから離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によっな。 しあなたが悪人に、その道を離れるように戒めても、 なたの命はいののち よ、あなたは必ず死ぬと言う時、あなたが悪人を戒めて、 道を離れないなら、 救さ われる。 彼は自分の罪によって死ぬ。 その悪人が しかしあ その資を  $\sigma$ 

で

返<sup>\*</sup>れ し、公 れ、公道と正義とを行うならば、「ますなわちその悪人が質物が悪人に『あなたは必ず死ぬ』と言っても、もし彼がその罪をなれない。彼はみずから犯した罪のために死ぬ。「四また、わたしれない。彼はみずから犯した罪のために死ぬ。」四また、わたしれない。彼はみずから犯した罪のために死ぬ。「四また、わたしれない。彼はみずから犯した罪のために死ぬ。」四また、わたしれない。彼はみずから犯した罪のために死ぬ。「四また、わたしれない。彼はみずから犯した罪のために死ぬ。」四また、わたした。 罪がば、 が自分の義をたのんで、罪を犯すなら、彼のすべての義は覚えらい。ここわたしが義人に、彼は必ず生きると言っても、もし彼ない。ここわたしが義人に、彼は必ず生きると言っても、もし彼れ の悪は、彼がその悪を離れる時、その悪のために倒れることはない。 に言え、義人の義は、彼が罪を犯す時には、彼を救わない。 心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、 たしは生きている。 はどうして死んでよかろうか。三人の子よ、 が、その道を離れて生きるのを喜ぶ。 きようか』と。こあなたは彼らに言え、主なる神は言われる、わ あるから、必ず は彼に対して覚えられない。 わ は彼に対して覚えられない。彼は公道と正義とを行ったのずれた。 まま きょう せいぎ もごな 彼は必ず生きる。決して死なない。 1六彼の犯したすべてのホボ゙ゥギダ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ 義人は彼が罪を犯す時、 れ 奪った物をもどし、命の定めに歩み、悪を行わないならい。 はその中にあって衰えはてる。 彼はみずから犯した罪のために死ぬ。 必ず生きる。 わたしは悪人の死を喜ばない。 その義のために生きることはでき どうして生きることが あなたがたは心を翻せ、 もし彼がその罪を離ば あなたの民の人々 むしろ悪人 もし彼れ あなた わたし

— 七 れ て、公道と正義とを行うならば、彼はこれによって生きる。《を犯すならば、彼はこれがために死ぬ。」元悪人がその悪を》、『ポード あなたの民の人々は『主の道は公平でない』と言う。

たがたをさばく」。
○ それであるのに、あなたがたは『主の道は公平でない』と言う。

こ わたしたちが捕え移された後、すなわち第十二年の十月五日 こ わたしたちが捕え移された後、すなわち第十二年の十月五日 こ わたしになかった。次の朝、その人がわたしのもとに来て言った、重な から でき しゅ て ます からのがれて来た者が、わたしのもとに来て言った ます からしのいが でき しゅ て ます からしたしん 大き でき しゅ て ます と ます からした しん 沈黙しなかった。

# 第三四章

せそれゆえ、牧者よ、主の言葉を聞け。</br> が、これを捜す者もなく、尋ねる者もない。
もろの高き丘にさまよい、わが羊は地の全面に散らされている る者をいやさず、傷ついた者をつつまず、迷い出た者を引き返ら<sup>ます。</sup>
群れを養わない。四あなたがたは弱った者を強くせず、病んでい うせた者を尋ねず、彼らを手荒く、きびしく治めている。 木わが羊は散らされている。彼らはもろもろの山と、もろいりです。 わ

食物にさせない。

わが羊を尋ねて、これを捜し出す。三牧者がその羊の散り去っ た時、その羊の群れを捜し出すように、わたしはわが羊を こ。主なる神はこう言われる、見よ、 彼らの国に携をかれるになったばな に携え入れ、 イスラエルの山の わたしは、 わたしみずから の上、泉の き 捜 し 出 だ

四四

羊を飼い、これを伏させると主なる神は言われる。「トトわらっぱ かん 山々の上で肥えた牧場で草を食う。「m わたしはみずからゃまきょうえ 山にあり、わたしは良 を監督する。わたしは公平をもって彼らを養う。 を包み、弱ったものを強くし、肥えたものと強いもの は、うせたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついは、うせたものを尋ね、悲いで とり、また国のうちの人の住むすべての所でこれを養う。「四 **|** 六わたし いたもの わが  $\mathcal{O}$ 

ほ

だ水を飲み、その残りを足で濁すが、これは、あまりのことでは、徐子のいった。 またい これは、あまりのことではがたは良き牧場で草を食い、その草の残りを足で踏み、また澄んが たいまいます まきばくぎょく 彼らを外に追い散らした。三それゆえ、わたしはわが群れを助きた。そと、また、また。これゆえ、わたしはわが群れを歩き、ついになった。 肥えた羊と、やせた羊との間をさばく。三あなたがたは、 彼らの上にひとりの牧者を立てる。 このそれゆえ、主なる神はこう彼らに言われる、 なたがたの足で濁したものを、飲まなければならないのか。 ないか。「ヵわが羊はあなたがたが、足で踏んだものを食い、 たしは羊と羊との間、 | t 主なる神はこう言われる、あなたがた、わが群れ である。 けて、再びかすめさせず、羊と羊との間をさばく。三 わたしは 主なるわたしは彼らの神となり、 雄羊と雄やぎとの間をさばく。 すなわちわがしもベダビデ わがしもベダビデは彼ら 見<sup>み</sup>よ、 ょ 一八あなた わたしは 見み ょ わき あ わ

うったしは彼らと平和の契約を結び、国の内から野獣を追い払う。彼らは心を安んじて荒野に住み、森の中に根る。これわたしは彼らおよびわが山の周囲の所々を祝福し、季節にしたがっては彼らおよびわが山の周囲の所々を祝福し、季節にしたがっては彼らおよびわが山の周囲の所々を祝福し、季節にしたがっては彼らおよびわが山の周囲の所々を祝福し、季節にしたがっては彼らおよびわが山の周囲の所々を祝福し、季節にしたがっては彼らおよびわが山の周囲の所となる。こと野の木は実を結び、地は産物を出す。彼らは心を安んじてその国におり、わたしが彼は産物を出す。彼らは心を安んじて住み、森の中に根る。これたしが彼は産物を出す。彼らは心を安んじて住み、彼らを恐れさせる者はない。元わたしは彼らのために、良い栽培とした者の手から救い出すらのくびきの棒を砕き、彼らを奴隷とした者の手から救い出すらのくびきの棒を砕き、彼らを奴隷とした者の手から救い出すらのくびきの棒を砕き、彼らを奴隷とした者の手から救い出すらのくびきの棒を砕き、彼らを奴隷とした者の手から救い出すらのくびきの棒を砕き、彼らを安んじて住み、彼らを恐れさせる者はない。元わたしば彼らのために、良い栽培は下を与える。彼らは重ねて、国のききんに滅びることなく重ねて諸国民のはずかしめを受けることはない。三の彼らはその神、主なるわたしが彼らとと、まなる神は言われる。三 あなたがたはわが羊、わが牧場の羊で主なる神は言われる。三 あなたがたはわが羊、わが牧場の羊できる。わたしはあなたがたの神であると、主なる神は言われる。こ。

# 第三五章

ル山に向け、これに対して預言し、『これに言え。 主なる神はことが まげん この言葉がわたしに臨んだ、『「人の子よ、あなたの顔をセイ」。 ことば

山を全く荒し、そこに行き来する者を断ち、<その山々を殺されやままった。。 たが彼らを憎んで、彼らに示した怒りと、ねたみにしたがって、こ それゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。あな 人々をその災の時、終りの刑罰の時に、つるぎの手に渡した。

ないばら、とき、ます。 けいばら しき ことを悟る。ヨあなたは限りない敵意をいだいて、イスラエル 町々を滅ぼす。あなたは荒れはてる。そしてわたしが主であるますます。ほうまでしていましい手をあなたに向かって伸べ、あなたを全く荒し、四あなたのしの手をあなたにもかって伸べ、あなたを全く荒し、四あなたの う言われる、セイル山よ、見よ、わたしはあなたを敵とし、 ろのそしりを、 自身をあなたに示す。こ あなたがイスラエルの山々に向かっしょん はあなたを扱う。わたしがあなたをさばく時、わたしかあなたをさばく時、わたし わたしはあなたを扱う。 の、 してあなたがたは、わたしが主であることを悟る。 を、永遠の荒れ地とし、あなたの町々には住む者がなくなる。 そもろもろの谷、 もろもろのくぼ地に倒れる。 ヵ わたしはあなた た者で満たす。 あなたを血にわたす。血はあなたを追いかける。あなたには血をれゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。わたしは それゆえ、主なる神は言われる、わたしは生きている。 IO あなたは言う、『これら二つの国民、二つの国はわたしのも て、『これは荒れはてて、 なたがたは、 われわれはこれを獲よう』と。しかし主はそこにおられる。 わたしに対して口をもって誇り、またわたしに 主なるわたしが聞いたことをあなたは悟る。こ つるぎで殺された者が、あなたのもろもろの丘が われわれの食となる』と言ったもろも わ

#### 第三六章

で喜び、心に誇ってわが地を自分の所有とし、これを奪い、からよう。 エミなる神はこう言われる、をといった。四子れゆえ、あなたは預言して言え。 イスラエルの上が、からかさとなった。四子れゆえ、あなたは預言して言え。 主なる神はこう言われる。重主なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くぼ地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、滅神の言葉を聞け。 三なる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、滅神のた者にかすめられ、あざけられるようになったものに、この残った者にかすめられ、あざけられるようになったものに、この残った者にかすめられ、あざけられるようになったものに、これを育び、心に誇ってわが地を自分の所有とし、これを奪い、から言われる。 エミなる神は、山と、丘と、くば地と、谷と、滅神のた者にかすめられ、あざけられるようになったものに、これを奪い、心に表している。 ロッグを表しまが、 これを奪い、から言われる。 エミなる神はこう言われる、わたしはねたみの炎をもって、他の国民とエドム全国とに対して言う、彼らは心ゆくました。 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、から言いないが、 これを奪い、 これを奪い、 これを奪い、 から言いないが、 これを奪い、 から言いないが、 これを奪い、 から言いないが、 これを奪い、 から言いないが、 これを奪い、 から言いないが、 これを奪い、 からにないが、 これを奪い、 からにないが、 これを奪い、 からにないが、 これを奪い、 これを奪いる。 これを奪い、 これを奪いる これを称いる。 これを称いる これをがらないる これをいる これをないる これをいる これををいる これをいる これをい

とはなく、あなたの民を重ねてつまずかせることはないと、主な あなたは重ねて、 わたしは重ねて諸国民のはずかしめをあなたに聞 もろもろの民のはずかしめを受けるこ か せ

なる名の聖なることを示す。わたしがあなたがたによって、彼れたもの、すなわち、あなたがたが彼らの中で汚した、わが大いた、わが聖なる名のためである。ここわたしは諸国民の中で汚さた。わが聖なる名のためである。ここわれる、イスラエルの家よ、わたしがすることはあなたがたの言われる、イスラエルの家よ、わたしがすることはあなたがたのい。 て『こ 国々の中に散った。わたしは彼らのおこないと、わざとらの上に注ぎ、「私彼らを諸国民の中に散らしたので、 汚れにある女の汚れのようであった。「<彼らが国に血を流し、

はないない。」 またその偶像をもって、国を汚したため、わたしはわが怒りを彼れる。 の家が、自分の国に住んだとき、彼らはおのれのおこないとわざ ころの諸国民の中で汚したわが聖なる名を惜しんだ。 がって、 とをもって、これを汚した。そのおこないは、 | 末主の言葉がわたしに臨んだ、| セ「人の子よ、 三 それゆえ、あなたはイスラエルの家に言え。 主なる神はこう からである。 Ξ しかしわたしはイスラエルの家が、その行くと こ『これは主の民であるが、その国から出た者である』と言ったこったとき、わが聖なる名を汚した。これは人々が彼らについ 彼らをさばいた。この彼らがその行くところの国々へない。 わたしの前には、 わざとにした イスラエ 彼らは ル

> 時あなたがたは自身の悪しきおこないと、良からぬわざとを覚いまし、ききんのはずかしめを受けることがない。三 その国民の間に、ききんのはずかしめを受けることがない。三 そのは木の実と、田畑の作物とを多くする。あなたがたは重ねて諸は木の実と、田畑の作物とをあるたがたに臨ませない。三 またわたしこれを増し、ききんをあなたがたに臨ませない。三 またわたし 心を与える。これわたしはまたわが霊をあなたがたのうちに置 主であることを悟ると、主なる神は言われる。このわらの目の前に、わたしの聖なることを示す時、諸国民 る。 えて、 IN あなたがたは、わたしがあなたがたの先祖に与えた地に住ん たがたの内に授け、あなたがたの肉から、石の心を除いて、肉のにがたの内に授け、あなたがたの肉から、石の心を除いて、肉の べての汚れから清め、またあなたがたを、すべての偶像から清いでいる。 たがたを諸国民の中から導き出し、万国から集めて、 なたがたは自分のおこないを恥じて悔やむべきである。 は言われる。あなたがたはこれを知れ。 Ⅲ わたしがなすことはあなたがたのためではないと、主なる はあなたがたをそのすべての汚れから救い、 で、わが民となり、 いて、わが定めに歩ませ、わがおきてを守ってこれを行わせる。 の国に行かせる。これわたしは清い水をあなたがたに注 三、わたしは新しい心をあなたがたに与え、新しい霊をあな。 かん かんしょ ぬから しょう ・その罪と、 その憎むべきこととのために、みずから恨む。 わたしはあなたがたの神となる。これわたし イスラエルの 穀物を呼びよせて 民はわたし あなたがた たしはあな いで、 す

ミ主主なる神はこう言われる、

わたしは、

て

0)

その荒れ跡を建て直す。 あなたがたのすべ

を清める日に、町々に人を住ませ、

は、わたしが主であることを悟るようになる」。 まなる神はこう言われる、イスラエルの家は、わたしが次のことを彼らのためにするように、わたしに求めるべきである。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々の群れのように、エルサレムの祝い日の群れのようにすることの群れのように、エルサレムの祝い日の群れのようにすることをである。 こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々である。ことを彼らのためにするようになる」。

# 第三七章

か」。わたしは答えた、「主なる神よ、あなたはご存じです」。四彼言われた、「人の子よ、これらの骨は、生き返ることができるのはなはだ多くの骨があり、皆いたく枯れていた。三彼はわたしに谷の周囲を行きめぐらせた。見よ、谷の面には、行かせ、谷の中にわたしを置かれた。そこには骨が満ちていた。行かせ、谷の中にわたしを置かれた。そこには骨が満ちていた。行かせ、谷の中にわたしを置かれた。そこには骨が満ちていた。行かせ、谷の中にわたしを置かれた。そこには骨が満ちていた。行かせ、谷の中にわたしを置かれた。そこには骨が満ちていた。

る神はこう言われる、息よ、四方から吹いて来て、この殺された言われた、「人の子よ、息に預言せよ、息に預言して言え。主ないからなおったが、息はその中になかった。ヵ時に彼はわたしにこれをおおったが、いき 声があった。見よ、動く音があり、骨と骨が集まって相つらなった。 者たちの上に吹き、彼らを生かせ」。こっそこでわたしが命じら た。<わたしが見ていると、その上に筋ができ、肉が生じ、皮がた。 もわたしは命じられたように預言したが、わたしが預言した時、 \*\*\*\*\* あなたがたはわたしが主であることを悟る」。 せ、皮でおおい、あなたがたのうちに見るきえて生かす。 を生かす。「わたしはあなたがたの上に筋を与え、 る、見よ、わたしはあなたがたのうちに息を入れて、 ままたわたしに言われた、「これらの骨に預言して、はまたわたしに言われた、「これらの骨に預言して、 た骨よ、主の言葉を聞け。 言ぃ え。 あなたがた 肉を生じさ 枯ゕ

ま、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。 き、その足で立ち、はなはだ大いなる群衆となった。

れたように預言すると、息はこれにはいった。すると彼らはいた。

地で彼らを一つの民となしてイスラエルの山々こおうさ、かこりからなり出し、四方から彼らを集めて、その地にみちびき、三そのいと、見よ、わたしはイスラエルの人々を、その行った国々かられる、見よ、わたしはイスラエルの人々を、その行った国々かられる、見よ、わたしはイスラエルの人々を、その行った国々かられる、『まれ ず、再び二つの国に分れない。ここ彼らはまた、その偶像と、そりの王が彼ら全体の王となり、彼らは重ねて二つの国民となら地で彼らを一つの民となしてイスラエルの山々におらせ、ひと地で彼らを一つの民となしてイスラエルの山々におらせ、ひと 手にあるとき、三 あなたは彼らに言え。主なる神は、こう言わる。三 あなたが文字を書いた木が、彼らの目の前で、あなたのに合わせて、一つの木となす。これらはわたしの手で一つとなと、その友であるイスラエルの部族の木を取り、これをユダの木と、その友であるイスラエルの部族の木を取り、これをユダの木 神はこう言われる、見よ、わたしはエフライムの手にあるヨセフ紫 みれに示してくれないか』と言う時は、「ヵこれに言え、主なるわれにふ。 の人々があなたに向かって、『これはなんのことであるか、われ 木となせ。これらはあなたの手で一つになる。「ハあなたの民なフライムの木である。」もあなたはこれらを合わせて、一つのた。 のために』と書き、また一本の木を取って、その上に『ヨセフお木を取り、その上に『ユダおよびその友であるイスラエルの子孫 「m 主の言葉がわたしに臨んだ、」< 「人の子よ、あなたは一本の こ。 「人の子よ、あなたは一本の よびその友であるイスラエルの全家のために』と書け。 れを言い、これをおこなったことを悟ると、 たをその地に安住させる時、あなたがたは、主なるわたしがこ あなたがたのうちに置いて、あなたがたを生かし、 わたしが主であることを悟る。 主は言われる」。 四わたしがわが あなたが これは 四四

らの神となる。そして彼らはわが民となり、わたしは彼出して、これを清める。そして彼らはわが民となり、わたしは彼とはない。わたしは彼らを、その犯したすべての背信から救いとはない。わたしは彼らを、その犯したすべての背信から救いの憎むべきことどもと、もろもろのとがとをもって、身を汚すこの憎むべきことどもと、もろもろのとがとをもって、身を汚すこ

国 わがしもベダビデは彼らの王となる。彼らすべての者のたまって行う。宝 彼らはわがしもベヤコブに、わたしが与えたを守って行う。宝 彼らはわがしもベヤコブに、わたしが与えたがらと、その子らと、その子孫とが永遠に住み、わがしもベダビデが、永遠に彼らの永遠の契約となる。これは彼らの永遠の契約となる。 これは彼らの永遠の契約となる。 これは彼らの永遠の契約となる。 これは彼らの永さなが、永遠に彼らの永遠の契約となる。 これは彼らと共にあり、わたしは彼らと平和の契約を活が、永遠に彼らの永遠の契約となる。 つれば彼らと共にあり、わたしは彼らの神となり、彼らはわがすみかは彼らと共にあり、わたしは彼らの神となり、彼らを祝福になるとき、諸国民は主なるわたしが、イスラエルを聖別する者になるとき、諸国民は主なるわたしが、イスラエルを聖別する者であることを悟る」。

# 第三八章

て預言して、三言え。主なる神はこう言われる、メセクとトバル大君であるマゴグの地のゴグに、あなたの顔を向け、これに対し、主の言葉がわたしに臨んだ、三「人の子よ、メセクとトバルの「」。

におる。 大軍である。 と、あなたのすべての軍勢と、馬と、騎兵とを引き出す。 な盾とかぶとを持つ。<br/>
、ゴメルとそのすべての軍隊、北の果のべき。<br/>
とない。<br/>
ないました。<br/>
というできる。<br/>
という みな武具をつけ、大盾、小盾を持ち、すべてつるぎをとる者でいまった。 テ・トガルマと、そのすべての軍隊など、多くの民もあなたと共 しはあなたを引きもどし、あなたのあごにかぎをかけて、 大君であるゴグよ、見よ、 わたしはあなたの敵となる。 彼らは あ 四 なた わ た

暴風のように進み、雲のように地をおおう。る。ヵあなたはそのすべての軍隊および多く <sup>セ</sup>あなたは備えをなせ。 は、 みな備えをなせ。 。そしてあなたは彼らの保護者となれ。<多いでは、あなたとあなたの所に集まった軍隊なせ。あなたとあなたの所に集まった軍隊

れ跡を攻め、また国々から集まってきて、地の中央に住み、家畜なたは物を奪い、物をかすめ、いま人の住むようになっている荒りの木も門もない地に住む者どもを攻めよう』と。三そしてあまった。 この主なる神はこう言われる、その日に、あなたの心に思います。 り、悪い計りごとを企てて、二 言う、『わたしは無防備り、やる。は、くやだくなだ。 に上り、穏やかにして安らかに住む民、すべて石がきもなく、 問の村々の村々の  $\mathcal{O}$ . 起<sup>き</sup>

0

は物を奪うために来たのか。物をかすめるために軍隊を集めたシの商人、およびそのもろもろの村々はあなたに言う、『あなた と貨財とを持つ民を攻めようとする。ニシバ、 タルシ

きたらせ、あなたをとおして、わたしの聖なることを諸国民の目きたらせ、あなたはわが民イスラエルに攻めのぼり、雲のように地たと共におり、みな馬に乗り、その軍隊は大きく、その兵士は強たと共におり、コエ北の果のあなたの所から来る。多くの民はあな立ちあがり、「五北の果のあなたの所から来る。多くの民はあなった。 入る日に、わが怒りは現れる。「ゎわたしは、わがねる神は言われる、その日、すなわちゴグがイスラエル 送って、彼らを攻めさせると言ったではないか。「^しかし主なすなわち彼らは、そのころ年久しく預言して、わたしはあなたをすなわち彼らは、そのころ年久しく預言して、わたしはあなたを - セ主なる神はこう言われる、 立ちあがり、「単北の果のあなたの所から来る。多くの民はあなた。まれる、わが民イスラエルの安らかに住むその日に、あなたはい - 四それゆえ、人の子よ、ゴグに預言して言え。 主なる神はこう えたつ怒りとをもって言う。その日には必ずイスラエルの ルの預言者たちによって語ったのは、あなたのことではないか。 の前にあらわして、彼らにわたしを知らせる。 地に這うもの、地のおも、大いなる震動があり、 地のおもてにあるすべての人は、 IO海の魚、 わたしが昔、わがしもベイスラエ 空の鳥、 わがねたみと、 の獣、 わが前に スラエルの地に攻め れたみと、燃<sup>t</sup> 肌に打ち すべて

倒な意える。 国民の目に示す。そして彼らはわたしが主であることを悟る。はわたしの大いなることと、わたしの聖なることとを、多くのはわたしの大いなることと、わたしの聖なることとを、多くのはおいます。 の恐れを呼びよせる。すべての人のつるぎは、その兄弟に向け倒れる。三 主なる神は言われる、わたしはゴグに対し、すべて しはみなぎる雨と、ひょうと、火と、硫黄とを、彼とその軍隊おられる。三 わたしは疫 病と流 血とをもって彼をさばく。わた 三わたしは疫病と流血とをもって彼をさばく。 三主なる神は言われる、わたしはゴグに対し、 また山々はくずれ、がけは落ち、すべての石がきは地

七

## 第三九章

左の手から弓を打ち落し、右の手から矢を落させる。四あなたとやり、北の果から上らせ、イスラエルの山々に導き、三あなたのやり、北 ラエルの山々に倒れる。わたしはあなたを、諸種の猛禽と野獣あなたのすべての軍隊およびあなたと共にいる民たちは、イス なたの敵となる。こわたしはあなたを引きもどし、あなたを押しわれる、メセクとトバルの大君であるゴグよ、見よ、わたしはあ と、海沿いの国々に安らかに住む者に対して火を送り、彼らにわらるそ とに与えて食わせる。ヵ れを言ったからであると、主なる神は言われる。 が主であることを悟らせる あなたは野の面に倒れる。 \* わたしはゴグ わたしがこ

りました。これはおたしが言った日である。これは来る、必ずらしょうじゅん。これはおたしが言った日である。これは来る、必ずらしょり、およびやりなどを燃やし、焼き、七年の小盾、弓、矢、手やり、およびやりなどを燃やし、焼き、七年の小盾、弓、矢、手やり、およびやりなどを燃やし、焼き、七年の小盾、弓、矢、手やり、およびやりなどを燃やし、焼き、七年のい方で、武器で火を燃やし、自分をかすめら木を関これを火に燃やす。このでは、おいて、武器で火を燃やし、自分をかすめた者をから木を関い、武器で火を燃やし、自分をかすめた者をかられる、見よ、ラエルの聖者であることを悟る。<主なる神は言われる。 わたしはわが聖なる名を、わが民イスラエル のうちに知らせ、

国を清める。 これは旅びとの谷にあって海の東にある。これは旅びとを妨げて、その日、わたしはイスラエルのうちに、墓地をゴグに与える。 ぐる者が行きめぐって、人の骨を見る時、死人を埋める者が、こまり、 はい まる とき しにん う ものを清めさせる。 七か月の終りに彼らは尋ねる。 1ヵ 国を行きめ の中を行きめぐらせ、地のおもてに残っている者を埋めて、これのない。 る。そこにゴグとその民衆を埋めるからである。これをハモ れをハモン・ゴグの谷に埋めるまで、 ハモナの町もそこにある。) こうして彼らはそ そのかたわらに、 標を

を彼らに隠さないと、主なる神は言われる」。

# 第四〇章

ーわれわれが捕え移されてから二十五年、都が打ち破られて後ったいとりの人がいた。その山の上に、わたしをイスラエルの地に携えて行って、非常に高い山の上に、わたしをイスラエルの地に携えて行って、非常に高い山の上におろされた。その山の上に、わたしと相対して、一つの町のような建物があった。三神がわたしをそこに携えて行って、非常に高い山の上に、わたしがあった。三神がわたしをそこに携えて行って、非常に高い山の上に、わたしがあった。三神がわたしをそこに携えて行かれると、見っな建物があった。三神がわたしをそこに携えて行かれると、見っな建物があった。三神がわたしをそこに携えて行かれると、見った、「人の子よ、目で見、耳で聞き、わたしがあなたに示す、から、関リざおとを持って門に立っていた。四その人はわたしに臨った、「人の子よ、目で見、耳で聞き、わたしがあなたに示す、すべての事を心にとめよ。あなたをここに携えて来たのは、これをあなたに示すためである。あなたをここに携えて来たのは、これをあなたに示すためである。あなたの見ることを、ことごとれをあなたに示すためである。あなたの見ることを、ことごとれをあなた。

たわ

を

外庭に携え入れると、

見み

ょ

庭ゎ

の 周囲り

設も

二

五 見よ、宮の くイスラエ ル 外の周囲に、 0) 家に告げよ

前の境は一キュビ十キュビトあり、 二十五 たかなたともに同じ寸法である。二 門の入口の広さを測るとなたに三つあり、三つとも同じ寸法である。脇 柱もまた、こななたに三つあり なたかなたともに六キュ は内側にあった。 裏から、 月の門のである。 別りざおご の廊のかり キュビトあった。 では、「四彼がまた廊を測ると二十キュビトがの詰め所の裏まで、門を測ると、入口から入口までかの詰め所の裏まで、門を測ると、入口から入口までたともに六キュビトあった。「三彼がまたこの詰め所にともに六キュビトあった。」 こ かれ キュビト、 の前まで五十キュビトあり、「木詰め所と」の「動」で、一番の周囲は、すべて庭てまる。これでは、これには、すべて庭でまる。 門の長さは十三キュビトあった。三詰め所の 東向きの門の詰め所は、こなたに三つ、か ゆろがあっ かなたの境も一キュビトで、 かきがあり、 そ の周囲にも、同様に窓がこれ詰め所と、門の内側これ詰め所と、門の内側の前から。 エ 入口の門の前から。 エ 入口の門の前から 0) 人以 (o) 手に六キュ 品め所は、こ キユ 敷゚け

ると、 る。 いた室と、 石はは 九分がれ Ln 彼が下の門の内の前 かれ した もん うち まり は門のわきにあり、門 百キュビトあった。 敷石とが きあり、 内の前から、内庭の外の前までのす。 まき いっぱい ひょう いっこう できょう ない これは下のり、敷石の上に三十の室があり、敷石の上に三十の室があ があ の距離を対するというできょり つ

廊とがあっこ。 その詰め所が、こなたに三つ、かった。 をする。 ・□この門があった。彼 は北と東の門にの階段を経て、東向き 属する北向きの門があった。彼はその長さと幅とを測った。またものまた彼はわたしに先だって北へ行った。見よ、そこに外庭にのまた彼はわたしに先だって北へ行った。見よ、そこに外庭になった。 キュビト とがあった。これらは初 ビト、幅は二 、東向きの あった。 門に向い に向かっていた。彼が門から門までを測ると、、それに上ると、廊は内側にあった。三三内庭にきの門にあるものと同じ寸法である。そしてよきの門にあるものと同じ寸法である。そしてよ 十五キュビトである。 の かなたに三つあり、 門と同じ寸法で、
もん おな すんぽう 三その窓と、 見<sup>み</sup>よ、 を測ると、 そこに外庭に 長<sup>なが</sup> また脇柱と そして七 廊る でしただり

七段の階段がま五十キュビト、 は、 二四 た。 卜 はみ と、 |南 向きの門があり|||なるのでである。 こなたに一つ、 南省 。その脇柱と廊を測ると、他と同じ寸法であった。まではかった。またではからではからではからなると、見よ、南向きではがまたわたしを南へ行かせると、見よ、南向きかれ その った。 廊の周囲とに、 、あり、 一つ、かなたに一つのしゅろがあった。 ニーヒ 内庭にあり、その廊は内側にあった。その脇 柱の上に幅は二十五キュビトあった。 ニーヘ これを上るのにはま 門も 他の窓のような窓があって、たまど から門まで南の方へ測ると、 ・ もん かなみ ほう はか ナ に 一 このしゅろがあった。 き 、その長さは 0) 百キ 門於 三五これ が ユ

が わ U を南の のが見た から うちにお 11 , 5 せ、 南 0) 門を測る

り、 0 り、門の長さは五十キュビト、 トである。 rである。 = その廊は外庭に面して、脇柱の上。周囲に廊があって、その長さは二十五キュビト、いっぱ きょ その階段は八段であった。 三その 同じ寸法であった。 と同じ寸法で、 その門と、 幅は二十五キュビトであった。 二九 その詰め 脇柱の上にしゅろが 廊の周囲とには窓が め 幅は五 ギーユ あ ビ あ 廊る Ξ

があり、 men 彼はまたわたしを内庭の東の方に それは他と同じ寸法であった。三三その詰め所と、 その階段は八段であった。 携えて行って、 

段であった。脇柱の上には、 他と同じ寸法で、その周囲に窓があります。まないでは、その周囲に窓がありれは他と同じ寸法であった。三六そのにはかいない。三六そのにはかいない。三六そのにはかいない。 Em 彼がまたわたしを北の門に携えて行って、これを測ると、 幅は二十五キュビトである。 こなたかなたに、 ある。『せその廊は外庭に面し、その「に窓があり、門の長さは五十キュビーをできる。』まその詰め所と、脇柱と、廊とは、『まその詰め所と、脇柱と、廊とは、『まその詰め所と、忠・『まった』と、『ままだら、『ま U ゆ ろが きあり、 その階段は八 そ

> あ で

門の廊に戸 八口にある廊の外の片側に、二つの台があり、門の空で、「煙を火」を終め、物では、一で、「煙を火」を終め、物ではないであった。「煙を火」がある。ではない、こなたに二つの台、かなたに二つの台「きん」を含い ある室があって、 そこは かなたに二つの台があり、 燔祭の 物の 門の廊 を洗う所で 廊の 他た北き で あ  $\sigma$ 

> くのである。四三内の周囲に、一手幅の折り釘が打ちつけてあっ半、高さは一キュビト、その上に燔祭および犠牲をほふる器を置いり石の台があり、その長さは「キュヒーニ」=11: の 犠ャ外を側が切り の に も て、供え物の肉は、くのである。四三内の 石の台があり、 物をほふるの 四つの台があって、 二つの台が あり、 、その長さは一キュビト半、幅はである。四年そこにまた燔祭のた 合<sup>ぁ</sup>わ 四二そこにまた<br />
> 燔祭のために四 せて八つの台 の か たわら、 あ であ 内きがわれ 四つの その上で、 つ

向かい、一つは南の門のかたわらにあって、北 内庭に二つの室があり、一つは北の門のかたしを、外から内庭に連れての壁ではまたわたしを、外から内庭に連れて、供え物の肉は、台の上に置かれるのであって、供え物の肉は、台の上に置かれるのであって、供え物の肉は、台の上に置かれるのであって、は 前には祭壇があった。と、その長さは百キュ つって、 ある。 その長さは百キュビト、 主に近く仕える者たちである。 その人たちは、 レビの子孫のうちのザドクの子 幅も百キュビトで四角である。 のかたわらに 四せそして彼が庭を測るかれにおしまかれ ては 北に向かっていた。 つ って南に 見<sup>み</sup> よ、 丁孫ル で

卜 キュビト なたも五キュビト、 門彼がわたしを宮の廊に連 キュビトである。 であ i) である。四九廊 十 の かなたに 階段によって上るのである。 門の壁は、 かなたも五キュ 0) つの 長さは二十キュビ れ 柱があっ こなたも三 て行い つ ビト τ́, ーキュビ であり、 廊る の脇柱を 幅は十二キュ 門がの を測り 幅は なたも三 は十 几

#### 第 匹

をとおって上るのである。<わたしはまた宮の周囲に高い所のなくなり、宮の外部の階段が上に通じ、一階から三階へは、二階の各階にある突起につれて、階を重ねて上にいくにしたがっての各階にある突起につれて、階を重ねて上にいくにしたがってのものによってささえられないためである。モ脇間は、宮の周囲のものによってささえられないためである。モ脇間は、宮の周囲 に室があって三階になり、各階に三十の室がある。宮のに室があって三階になり、各階に三十の室がある。宮の脇間の広さは、四方おのおの四キュビトあり、左脇間は、地が宮の壁を測ると、その厚さは六キュビトあり、宮のはわたしに、これは至聖所であると言った。 さを測ると二十キュビト、幅も二十キュビトあった。そして彼のわきの壁は七キュビトあった。四彼はまた拝殿の奥の室の長柱を測ると、それは二キュビトあり、戸の幅は六キュビト、戸ばら はず はって、戸の脇は二十キュビトあった。三彼がまた内にはいって、戸の脇は二十キュビトあった。三彼がまた内にはいって、戸の脇は二十キュビトあった。三彼がまた内にはいって、戸の脇は キュビトあった。彼はまた拝殿の長さを測ると四十キュビト、十キュビト、戸のわきの壁は、こなたも五キュビト、かなたも五も六キュビト、かなたの幅も六キュビトあった。ニその戸の幅はて行って、脇柱を測ると、こなたの幅は 壁には、脇間をささえる突起があった。タビーダルをがあって三階になり、各階に三十 Ŧi. の外の壁のかべ ユ 1 室の厚さは五キュビト、あき地になべ、 動っ 脇間の基を測ると、六キュビトの おきま あ つ 宮の高い所と、 である。t脇間は、宮の周囲の十の室がある。宮の周囲の十の室がある。宮の周囲の十の室がある。宮の周囲の上と、よった、これは脇間が、宮の壁では、宮の周囲の上り、おり、宮の周囲の上り、おり、宮の周囲の大キュビトあり、宮の周囲の 、10庭の室の間には、宮 ゆう しっ かいだ なや あき地になっている高い 一さおあった。

O

の周囲の壁の厚さまってよび、奈の方の宮の庭に面した建物は、この方の宮の庭に面した建物は、たった。 きゅうい I 彼が宮を測ると、その長さは百キュビトあり、その庭と建物が出る。 まず ます まず できるの周囲の壁の厚さは五キュビト、長さは九十キュビトであった。 しょうし かく あっ い, と、その壁は長さ百キュビト、四 幅は、周囲五キュビトであった。紫ーつの戸は南に向かっていた。ませいなっている高い所に向かっていた。ませになっている高い所に向かって関 広さ二十キュビト かって開け、-の所があった また宮の東に面した所と庭 幅七十キュビト、 その建物 いる影が 向む 物が

および拝殿の周囲のすべての壁には、同じように彫刻しておよび拝殿の周囲のすべての壁には、同じように彫刻してた。「モ戸の上の空所、内室、外室ともに、羽目板であった。」をいるできまで、羽目板であって、窓には、おおいが見まれ、まから窓まで、羽目板があって、窓には、おおいが見まれ、すべて引込み枠の窓があり、宮の敷居に面して、思いの風とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのもと、外の廊とには、羽目板があった。「木 — 五 は、 つの顔があり、 ブとケルブとの間に、 と、外の廊とには、羽目板があった。「木これらの三つのものなた、こなたともに百キュビトであった。宮の拝殿と、内部の かなたには、 一へすなわちケルビムと、 すべてこのように彫刻してあった。 しゅろとが、 ーヵこなたに ゆろに向かって、若じしの顔があ しゅろ 壁に彫っ は、 が しゅろとが彫 刻してあっ ~あり、 に彫刻してあった。 しゅろに向かって、 その おのおの 。宮の拝殿との壁の長さを関 IO 床から戸 みって、人の顔があののケルブには、二 彫刻してあ べと、内部の 測ると、 の上ま 、宮の周囲のの題があ いがあ ケル 内ないしつ 宮ゃ う つ  $\mathcal{O}$  $\mathcal{O}$ 室らか

したものと同じである。また外の廊に面して、木の天蓋があり、にケルビムと、しゅろとが、彫刻してあって、それは壁に彫刻た。すなわち二つの開き戸である。 〒 拝殿の戸には、おのおのとには、二つの戸があり、 国その戸には、二つのとびらがあっすがしい。 IK 廊の壁には、こなたかなたに引込み窓と、しゅろとがあった。 まっ かく したものと同じである。 また外の廊に面して、木の天蓋があり、 わたしに言った、「これは主の前にある机である」ニュ拝殿と聖所は二キュビトで、すみと、台と、壁とは、ともに木である。彼はは があった。 の柱は四点 三その高さは三キュビト、長さはニキュ 角であった。 所は 0) 前には、木の祭壇 

#### 第 四四

建物になった。 で 上ぇ てかきが 畑は五十キュビトである。=二十キュビトの内庭に続いに対する室に導いた。= 北側にある建物の長さは百キュルのもの方の内庭に連れ出し、庭に向かった北の方にたしを北の方の内庭に連れ出し、庭に向かった北の方 一の室は、 階であって、 あり、 下および中の室よりも狭いのである。t室の外あって、外庭の柱のような柱は持たなかった。 それは他の室に向かって外庭に至る。 せ室の外と

外庭からこれにはいるように、東側に入口があった。た。宮に面する所は百キュビトであった。ヵこれらき。 長さは五十 キュビト、ハ 外にお の室の長さも五十 た。 キユ の <u></u> 室の下に

の

通路にはいる東の入口があり、これに対して隔てのかきがらなる。 これに対して隔てのかきが同様に、その前に通路があり、その長さも幅も同様で、その南の方で、 庭と 建物との前に、室があった。 こ 北向きのかきは、外庭に始まっている。 た。 回様で、その出口 でぐち からと いかきが 人々ご あ

は民衆に属する場所に近づく前に、他の衣服を着けなけれるない。そく「ほしょ」が、「また」が、ないなくっその所に置かなければならない。これは聖だからである。」という。 その場所は聖だからである。「四祭司たちが、聖所にの、すなわち素祭、罪祭、愆祭のものを置かなけれ、 は、 「そこから外庭に出てはならない。彼らは勤めを行う衣服を、の場所は聖だからである。」『祭司たちが、聖所にはいった時間によった。 最も聖なるもか。 南の室と 南の室と ばならない。 ればな

測が また転じて また転じて 門も りざおで 道な から、

ビトのかきがあって、聖所と、俗の所との隔てをなしていた。に、四方を測ったが、その周囲に、長さ五百キュビト、幅五百キュに、四方を測ったが、その周囲に、長さ五百キュビト、幅五百キュ 側を測ると、 を測り 測りざおっ 測りざおで五 で五百キュビトあった。二〇このよう 百キュビトあり、 - ヵまた転じて、

か

引き上げて、内庭に導き入れると、見よ、主の栄光が宮に満ちた。 ゆ まっ うちにお まぎ い み しゅ えいこう みゃ みが、東の方に面した門の道から宮にはいった時、玉霊がわたしを ひがしょう ゆく た幻のようであった。それでわたしは顔を伏せた。四主の栄光が見た幻と同様で、これはまたわたしがケバル川のほとりで見が見た幻と同様で、これはまたわたしがケバル川のほとりで見かる。 まぼうしょう かれ しが見た幻の様は、彼がこの町を滅ぼしに来た時に、わたしわたしが見た幻の様は、彼がこの町を滅ぼしに来た時に、わたし たちの死体とをもって、  $\mathcal{O}$ らの死体とをもって、わが聖なる名を汚さない。^彼らはその正たイスラエルの家は、民もその王たちも、再び姦淫と、王はたイスラエルの家は、民もその王たちも、再び姦淫と、王は所、わたしが永くにイスラエルの人々の中に住む所であ の後、彼はわたしを門に導いた。門は東にのき、タネ゚ ダジ ダジ ダジ のかたわらに設け、 その門柱を、 面が してい わ た。ニそ

中に住む。中に住む。そうしたら、わたしは永久に彼らのしから遠く取り除かせよ。そうしたら、わたしは永久に彼らのしから遠く取り除かせよ。そうしたら、わたった。 滅ぼした。ヵ今彼らに命じて姦淫と、その王たちの死体を、わたて、わが聖なる名を汚したので、わたしは怒りをもって、これをは、おがなる。ないは、おいかない。 あるのみである。そして彼らは、その犯した憎むべき事をもっ たわらに設けたので、わたしと彼らとの 間には、 げずか

行わせよ。この規定はこれである。いの頂の四方の地域がなっている。 ういま なや きてい やま いただき しほう ちいきらの目の前に書き、彼らにそのすべての規定と、おきてとを守りらの目。 まて かながな かれての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。 これを彼すべての形式、すべてのおきて、すべての規定を示せ。 これを かれ べての事を恥じたら、彼らに、この宮の建て方、設備、出口、入口、ない。彼らはその悪を恥じるであろう。 こ 彼らがその犯したすい 彼らはその悪を、その外形と、設計とをイスラエルの家に示してした。 こ みな最も聖である。 見よ、これは宮の規定である。

キュビトは一キュビトと一手幅である。) 土台は高さ一キュビ系 祭壇の寸法はキュヒトてですし、このでは、この寸法はキュヒトですすし、このでは、この寸法はキュヒトでですし、このである。 | 四祭壇 I = 祭壇の寸法はキュビトですれば、次のようであ ねまで ニキュビト、幅は一キュビト、また小さいかさね る。 几 の高さは、次のとおりである。 キュビトで、祭壇の炉から高さーキュビトの四角形であまで四キュビト、その幅は一キュビトである。 | 五祭壇の炉はまで四キュビト、その幅は一キュビトである。 | 五祭壇の炉はは、次のとおりである。地面の土台なり、 キュビトで、 七 は、次のとおりである。地面の土台から下のかさねまで「キュビト、その周囲の縁は半キュビトである。」四祭壇 その かさねは四方とも長さ十四キュビト、 幅は 十 几 7 ユ

たなら、 これを清め、これを聖別しなければならない。これを含めてれら 祭壇を清め、これをあがなえ。三あなたはまた罪祭の牛をとったまた。また。またでは、これをあがなえ。三あなたはまた罪祭の牛をとった。まただ。または、かさねの四すみと、周囲の縁に塗って、 罪祭のために雄牛の子を与えよ。このまたその血をとって、 0) よ。このこれを主の前に持ってきて、祭司らはその上に塩をま て、これを聖所の外、 ザドクの子孫で、わたしに近く仕えるレビびとである祭司には、 のことを祭壇の定めとせよ。「ヵすなわち主なる神は言わ 祭壇を建て、 の無傷のもの (日を満たしたとき、八日目から後は、祭司たちは、) ゆ み あなたがたを受けいれると、 あなたは無傷の雄やぎを、罪祭としてささげよ。よれを聖所の外、宮のうちの定められた所で焼け。 はわたしに言った、「人の子よ、 れらを燔祭として主にささげよ。 三 七日の間、 無傷の雄牛の子と、群れの中の無傷の雄羊とをささげ
むきず、おうし、こ
ないなか、むきず、おうじ のをととのえ、 その上に燔祭をささげ、 恩祭とを祭壇の上に供える。 、三、七日の間、彼らは祭壇をあがない、
なぬか あいだ かれ さいだん
。また雄牛の子と、群れの中の雄羊と 主なる神は言われる」。 これに血を注ぐ日には、次 主じゅ なる神はこう言わいる。 そうすれば、 あなたがた あなたは 第二 れ れ ~る、 ~ る、

> この内に座し、主の前でパンを食し、門の廊を通ってはいり、です。 ままま しょく まん ろう とまだから、これは閉じたままにしておけ。三 ただ君たる者だけご たそこから外に出よ」。 閉じたままにしておけ、に帰ると、門は閉じてあっ こうして、 いってはならない。イスラエルの神、主が、ここからはいったの 帰ると、門は閉じてあった。ニ 彼はわたしを連れ 開いてはならない。 て、 彼はわたしに言っ れ 聖所の東に向い をいじょ ひがし む ここからだれ 1 ている外の れもは 門がは ま

に告げるすべての事に心をとめ、目を注ぎ、耳を傾けよ。また宮べてのおきてと、そのすべての規定とについて、わたしがあなた え。 る脂肪と血とがささげられる時、とき きことをやめよ。セ い者とに心せよ。 \* また反逆の家であるイスラエ にはいることを許されている者と、聖所にはいることの ろもろの憎むべきものをもって、わが契約を破った。^^あなたが い異邦人を入れて、わが聖所におらせ、これを汚した。 主なる神は、こう言われる、 が聖なる物を守る務を怠り、 さげられる時、心にも肉にも、割礼を受けなすなわちあなたがたは、わたしの食 物であ イスラエルの家よ、 かえって異邦人を立てて、 、その憎む。 ルの家に言い いできな

た者どもは、わたしに仕えるために近づき、脂肪と血とをわたしてルの人々が、わたしを捨てて迷った時に、わが聖所の務を守ってルしかしザドクの子孫であるレビの祭司たち、すなわちイスラ

にささげるために、わたしの前に立てと、主なる神は言われる。

すなわち彼らはわが聖所に入り、

わが台に近づいてわたしに

ヵそれゆえ、主なる神は、 わが聖所の務を守らせた。

た。彼らはその罪を負わなければならない。こまたレビ人でなった。彼らはその罪を負わなければならない。こまたレビ人でなった。彼らはその罪を負わなければならない。こまたレビ人でなったが、彼らの前に立って仕えなければならない。こまたレビ人でなったゆえ、となる神は言われる、わたしは彼らについて誓った。彼らはその罪を負わなければならない。こまたレビ人ではなど。なったゆえ、主なる神は言われる、わたしは彼らについて誓った。彼らはその罪を負わなければならない。こまならない。なったゆえ、主なる神は言われる、わたしは彼らについて誓った。彼らはその罪を負わなければならない。こま彼らはそのから迷い出たしの聖なる物、および最も聖なる物に、近づいてはならない。またわたしの聖なる物、および最も聖なる物に、近づいてはならない。またわたしの聖なる物、および最も聖なる物に、近づいてはならない。またわたしのの歌と、宮でなすべきすべての事とに当らせる。

の衣服は脱いで聖なる室に置き、ほかの衣服を着なければよった。 いぶく ぬ せい とい たいはい さい おおわち外庭に出て民に接する時は、 務をなす時に 出る時、すなわち外庭に出て民に接するよう。 れ 彼らは外だし汗の出るような衣を身につけてはならない。 1、彼らは外だし汗の出るような衣を身につけてはならない。 た しばようよう。三波はらはわが民に、聖だイスラエルの家の血統の処女、あるいは祭司の妻で、やもめにい。三また寡婦、まよて出てする。これは祭司の妻で、やもめにい。三 父のため、母のため、むすこのため、娘のため、兄弟のため、夫婦のため、皆はならない。 豆 死人に近づいて、身を汚してはならない。 ただばならない。 にん しょう がおきてにしたがってさばき、また、わたしのもろもろの祭の時ければならない。 🖂 争いのある時は、さばきのために立ち、わ い。三また寡婦、および出された女をめとってはならない。たない。三 祭司はすべて内庭にはいる時は、酒を飲んではならな 髪を長くのばしてはならない。その頭の髪は切らなければならかみ なが ないためである。10 彼らはまた頭をそってはならない。また ない。 は、 と俗との区別を教え、汚れたものと、清いものとの区別を示さない。 の衣服を着なければならない。内庭の門および宮の内で、ひょく きんしの務を守る。これ彼らが内庭の門にはいる時はいる。 をもたない姉妹のためには、近よって身を汚すことも許される。 돘 このような人は、汚れた後、 彼らはわが律法と定めを守り、わが安息日を、聖別しなけからいい。 これはその衣服をもって、その聖なることを民にうつさ 自身のために、 の門にはいる時は、 七日の期間を数 ħ

「 被らには嗣 業はない。わたしがその嗣 業である。あなたがこ、被らには嗣 業はない。わたしがその嗣 業である。またならには嗣 業はない。わたしがその嗣 業である。またがたの妻粉の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのあなたがたの表別の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたの表別、祝福されるためである。三二祭司は、鳥でも獣でも、すべて自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べてはならない。

## 第四五章

となる。
キキュビトは、町の所有とせよ。これはイスラエル全家のもの、生はいた。
「はんかでは、世ののでは、生きのでは、生きのでは、生きのでは、生きのでは、生きのでは、これはイスラエル全家のものでは、

たにある。すなわち聖地と町の所有地との、こなたかないまた君たる者の分は、かの聖地と町の所有地との、こなたかないまです。すなわち聖地と町の所有地に沿い、西と東に向かい、近はで、からは、かの聖地と町の所有地に沿い、西と東に向かい、また君たる者の分は、かの聖地と町の所有地との、こなたかなに土地を与える。

やめよと、主なる神は言われる。略奪とをやめ、公道と正義を行え。わが民を追いたてることを略奪とをやめ、公道と正義を行え。わが民を追いたてることをヵ主なる神は、こう言われる、イスラエルの君たちよ、暴虐と,

よって量を定めよ。ニーシケルは二十ゲラである。五シケル十分の一とし、エパもホメルの十分の一とし、すべてホメルによ。ニ エパとバテとは同量にせよ。すなわちバテをホメルのら あなたがたは正しいはかり、正しいエパ、正しいバテを用いっあなたがたは正しいはかり、正しいエパ、ただ

とせよ。 は五シケル、十シケルは十シケルとせよ。一ミナは五十シケル

る。 [虫またイスラエルの氏族から、家畜の群れ二百につき一頭ら十分の一バテをささげよ。コルはホメルと同じく十バテに当のうちから六分の一エパをささげよ。 [四 油は一コルのうちかのうちから六分の一エパをささげよ。 [四 油は一コルのうちか なけ の羊を出して、素祭、燔祭、 の家のあがない を供えるのは、 すなわちイスラエルの家のすべての祝い日に、燔祭、素祭、灌祭 ホメルの小麦のうちから六分の一エパをささげ、 I = あなたがたがささげるささげ物はこれである。 ないをなせと主なる神は言われる。 「ルの君にささげ物とせよ。」もまた祭日、ついたち、安息日、 ればならない。 酬恩祭とし、彼らのために、あがしゅうぎんさい In 国の民は皆これをイス すな わ ホメル ち、

種を入れぬパンを食べよ。三その日に君たる者は、自身のたな。いれている。これでは、これの十四日に、あなたがたは過越の祭を祝え。七日の間、「しょうがっ」かれているなど、「しょうがっ」から、

「大学」、 「大学」、「大学」、「大学」、「大学」、「大学」、「大学」、「大学」、「大学」

# 第四六章

らが出る時、彼も出なけりばよっ、・・・らが出る時、彼らと共にはらない。10彼らがはいる時、君たる者は、彼らと共にはらない。10彼らがはいる時、君たる者は、彼らと共にはいるい。 者がはいる時は門の郭の首いっよゝ・、
ものを供えよ。また麦粉一エパに油一ヒンを加えよ。<君たるものを供えよ。また麦粉一エパに油一ヒンを加えよ。<君たるまのを供えよ。また麦粉一エパに油(ヒン・6丿0ささけうる程度の からはいる者は、 らない。「○彼らがはいる時、君たる者は、彼らと共にはいり、彼れの問ってはならない。まっすぐに進んで、出て行かなければない。まってはならない。まっすぐに進んで、出て行かなければない。まってはならない。まってに出る時、礼拝のため、北の門の道からはいる者は、南の門の道から出て行け。そのはいった門の道からはからはいる者は、南の門の道から出て行け。そのはいった門の道からはからはいる者は、南の門の道から出て行け。そのはいった門の道からは、常されている者は、南の門の道から出て行け。そのはいった門の道からは、常されている時は門の廊の道から出て行け。そのはいった門の道から出よ。 ために麦粉一エパ、小羊のためには、その人のささげうる程度の
でいた。 ばならない。セ素祭は雄牛のために麦粉はならない。セ素祭は雄牛のために麦粉 アニパ、雄羊のおかっじ

こ 祭日と祝い日には、素祭として、若い雄牛のために麦粉 きょし いか が ばきい パ、雄羊のために麦粉一エパ、小羊のためには、 その退出の後、 門は閉ざされる。 その人のささげ エ

る」。

ければならない。すなわち朝ごとに、これをささげなけれ 彼は日ごとに一歳の無傷の小羊を燔祭として、 一四彼は朝ごとに、 一分炎 の すなわち麦粉一エパの六分の一に、 素祭として主にささげなければならな 素祭をこれに添えてささげなけれ これを潤す油 主にささげ ば ば な な

> 財産のうちから、その子らにその嗣業を、与えなければならなどには かければないようにしてはならない。彼はただ、自分のがはを継がせないようにしてはならない。彼はただ、自分のわるべきである。 1 君たる者はその民の嗣業を取って、そのわるべきである。 1 君たる者はその民の嗣業を取って、その その後は君たる人に帰る。彼の嗣 業は、ただその子らにだけ伝。のち、まる、ひと、かえ、、かれ、しぎょう。を与える時は、それは彼の解放の年まで、その人に属していて、のなった。」もしかし彼がその奴隷のひとりに、嗣 業の一部分所有となる。」もしかし彼がその奴隷のひとりに、嗣 業の一部分しょゆう デデ・・ト・ラ。 ・ハ ノハノ皮がその奴隷のひとりに、嗣業の一部分その子のひとりに財産を与える時は、それはその子らの嗣業の して、 い。これはわが民のひとりでも、その財産を失わない - 木主なる神は、こう言われる、君たる者が、もしその。 \*\*\*\* これは常燔祭の 小羊と素祭と油とをささげなければならない。 おきてである。 — 五 すなわち朝ごとに常燔ぬ 嗣し ためで 業から、

れは外庭にそれらを携え出て、聖なるべきことを、民にうつさなが愆祭および罪祭のものを煮、素祭のものを焼く所である。 こつの場所があった。 10 彼はわたしに言った、「これは祭司たちつの場所があった。 - れこうして彼はわたしを連れて、 ではしょ かれ こうできる いっぱい さいし せい しょっと、 はいらせた。 見ると、 はいらせた。 み いためである」。 門のかたわらの入口から、 西にの 奥の方に一 北き

見<sup>み</sup> よ、 三 彼はまたわたしを外 -ユビト、幅三十キュビトで、四つとも同じ大きさである。こうでた。== すなわち庭の四すみに小さい庭があり、長さ四-ぴ、庭のこのすみにも庭があり、また庭のかのすみにも庭 庭のこのすみにも庭があり、 た庭に連 れ 出だ すみを通らせた。 長さ四十

丰 あ

「これらは宮の仕え人たちが、 四つの 物を煮る所が設けてあった。 民のささげる犠牲のものを煮る im 彼はわたしに言った、 囲が の 壁が

#### 第四

東に向かう外の門に行かせた。見よ、水は南の方から流れ出ていた。ニ彼は北の門の道から、わたしを連れ出し、外をまわって、下から出て、祭壇の南にある宮の敷居の南の端から、流れ下って下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、敷居の下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、敷居の下のよりでは、登場の南にある宮の敷田の南の端から、流れ下って下から出て、祭壇の南にある宮の敷田の南の端から、流れ下って下から、東の方へ流れていた。宮は東に面し、その水は、敷居の下口に帰らせた。見よ、水が宮のことして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。見よ、水が宮のことして彼はわたしを宮の戸口に帰らせた。

の川になった。<彼はわたしに「人の子よ、あなたはこれを見るの川になり、水は深くなって、泳げるほどの水、越え得ないほど腰に達した。虽彼がまた一千キュビトを測って、わたしを渡らせると、水はひざに達した。彼がまた一千キュビトを測って、わたしを渡らせると、水はひざに達した。彼がまた一千キュビトを測って、おたしを渡らせると、水はひざに達した。とればがまり、わたしを渡らせた。すると水はくるぶしに達した。四彼がまり、わたしを渡らせた。すると水はくるぶしに達した。四彼がまり、わたしを渡らせた。すると水はくるぶしに達した。四彼がまり、わたしを渡らせた。すると水はくるぶしに達した。四彼がまり、わたしを渡らせた。すると水はくるぶしに達した。四彼がまり、わたしを渡らせた。 と言った。

それから、彼はわたしを川の岸に沿って連れ帰っ た。 七 わたしが がたに属するものである。 あなたがたは、これを公平に分けよ。 うに定めなければならない。 道な その地の境はこのとおりである。

となる。その魚は、大海の魚のように、その種類がはなはだ多たわらに立ち、エンゲデからエン・エグライムまで、網を張る所では、すべてのものが生きている。こっすなどる者が、海のかがはいると、海の水を清くするためである。この川の流れる水がはいると、海の水を清くするためである。この川の流れるく生き物が皆生き、また、はなはだ多くの魚がいる。これはそのく生き物が皆生き、また、はなはだ多くの魚がいる。これはそのく生き物が皆生き、また、はなはだ多くの魚がいる。これはその の部族に、嗣業として土地を分け与えるには、その境を次のよいます。 ままり ままり ままり ままり ままり こうぎ エスる神は、こう言われる、「あなたがたがイスラエルの十二」。 かみ れは清くなる。ヵおおよそこの川の流れる所では、もろもろの動行き、アラバに落ち下り、その水が、よどんだ海にはいると、そ木があった。<彼はわたしに言った、「この水は東の境に流れて木があった。A皮は、川の岸のこなたかなたに、はなはだ多くの常ってくると、見よ、川の岸のこなたかなたに、はなはだ多くの常ってくると、見よ、常の常のこなたかなたに、はなはだ多くの常ってくると、見よ、常の常いの流れる所では、もろもろの動 たの先祖に与えると誓ったもので、これは嗣業として、せんぞ、めた く生き物が皆生き、また、はなはだ多くの魚がいる。 ヨセフには二つの分を与えよ。一四 これはわたしが、あなたが 北き 北は大海ナ から ヘテ あなた 口 ン

口

方である。 コの北の境にあるハザル・エノンにおよび、 コの北の境にあるハザル・エノンにおよび、北の方はハマテがその境にあるハザル・ハテコンに及ぶ。「モその境は海からダマスの境にあるハザル・ハテコンに及ぶ。」モその境は海からダマス 三〇西の方はハマテの入口に至る大海を境とする。 エジプトの川に沿って大海に至る。これが南の方である。 In 南の方はタマルからメリボテ·カデシの川に及び、 に至り、タマルに及ぶ。これが東の方である。 の境である。 ギレアデとイスラエルの地との間の、ヨルダンに沿い、 - 木 東の方は、 よびダマスコとハマテの境にあるシブライムに至り、 これが北の方である。 ハウランとダマスコの間 コルダンに沿い、 東の海(のハザル・エノンから、 これが西の そこか ゙ウラン ら

与えなければならないと、 を他国人には、その住んでいる部族のうちで、その嗣業をこれに、たっくしん。 たっくじん かんかん がぞく といて、イスラエルの部族のうちに嗣業を得るべきである。 とずいて、イスラエルの部族のうちに嗣業を得るべきである。 て、あなたがたのうちに、子を生んだ寄留の他国人のうちに分けて、これをあなたがたのうちに分け、またあなたがたのうちにい 地をあなたがたの間に分割せよ。三あなたがたは、 三 あなたがたはこのように、イスラエ のうちの本国人と同様である。 嗣業とせよ。 彼らは、 主なる神は言われる。 あなたがたには、 彼らもあなたがたと一緒にくじ ル 0) 部族に従 イスラエルの人々 くじをもっ って、 この

分である。<エフライムの領地に沿って、東の方から西の方へそれである。<エフライムの領地に沿って、東の方から西の方へのびる地方、これがエフライムの方へのびる地方、これがマナセの分である。エマナセの領地にの方 献納地は長さ二万五千キュビト、で、聖所はその中にある。ヵすなわで、 ユダの領地に沿って、東の方から西の方へのびる地方は、あない。 これが祭司 その東の方から西の方へのびる長さは、 て、東の方から西の方へのびる地方、これがユダの分であのびる地方、これがルベンの分である。セルベンの領地にのびる地方、これがルベンの分である。セルベンの領地に の方から西の方へのびる地方、これがアセルの分である。ヨアセーザーにしょう。これがダンの分である。コダンの領地に沿って、東のびる地方、これがダンの分である。コダンの領地に沿って、東 - イスラエルの部族の名は次のとおりである。 は二万五千キュビト、 たがたのささげる献納地とせよ。その幅は二 コの北の境にあるハザル・エノンに及び、 ンの道を経て、 -ユビト、西は幅一万キューの聖なる献納地である。 万五千キュビト ハマテの入口に至り、ハマテに相対するダマス ヵすなわちあなたがたの主にささげる 万キュビト、 である。 ービト、東は幅一万キュビーションの分は、i 万キュビトとである。 部族の一つの分に同じ 主の聖所はその中に 東の方から西の方へ 万五千キュ の果ま からヘテ 万キュビ ビト、

分として彼らに帰属する。ニーレビびとの分は祭司の境に沿って、いと聖なる地、すなわち聖なる献納地があった。 たその大事な分を手ばなしてはならない。これは主に属する聖四彼らはこれを売ってはならない、また交換してはならない、ま のうちから、 たように迷ったことは なる物だからである そのすべての長さ二万五千キュビト、幅二万キュビトである。 これはイスラエルの 沿って、長さ二万五千キュビト、幅一万キュビト、すなわち、 聖別された祭司に属する。 はく、わが務を守り通したザドクの「ルの人々が迷い出た時、レビびとが 。 ニーレビびとの分は祭司の所有地の地、すなわち聖なる献納地が、特別なま、 けんのうち 三このようにレビびと ビびとが迷 子り

は、

あ

せよ。 トは町のため、すみかのため、また郊外のための一般人の地所と まるの残りの地すなわち幅五千キュビト、長さ二万五千キュビ である。 りである。 である。 一百五十キュビト、 万キュ 町はその中に置け。「<一般人の地所の広さは次のとおり、」 | = 0 あなたがたがささげる献納地の全体は二万五千イスラエルのすべての部族から出て、これを耕作するの ビト、 <sup>1</sup> 町は郊外を含む。郊外は北二百五十キュビト、南東の方四千五百キュビト、西の方四千五百キュビト、西の方四千五百キュビト<sup>cki</sup> すなわち北の方四千五百キュビト、 聖なる献納地に 東二百五十キュビト、 郊外は北二百五十キュビト、 西二百五十キュビト 南の方四千五百

> キ ユ ービト 四方である。 これは町 の所有地と共に聖なる献

きみ もの ぞこ 聖なる献納地 君たる者に属する。これは聖なる献納地の二万五千キュ素・もの「そく と町ま Ď 所は が有地との、 西はその二万五千キュビトに面し こなた か なた 0) 残さ りの は、 は、聖<sup>せ</sup>い 君<sup>®</sup>な ーダの 7 拙き

うちに の領地に沿って、東の方から西の方に至る地方、ら西の方に至る地方、これがシメオンの分である。 ニヤミンの分である。ニ四ベニヤミンの領地に沿って、 と、 る。 テ・カデシの水に至り、 元これはあなたがたが、 主なる神は言われる。 に分けて、 嗣業とすべき地である。 そこからエジプトの川に沿って大海に くじをもっ これが彼らの てイスラエ に沿って大海に至れるマルからメリボ これがガドの 二七 、東の方から西によった。 五五 ールの部族の ゼブル 、東の方かって、これがべ シメオン アのぶの

の で ぐ ち 次のとおい I) で あ る。 北き の 方り 0) 長なが z は 四 千 五.

# ダニエル

#### 第

「宮に仕えるに足る若者を連れてこさせ、これにカルデヤびとの含や こか た まかまの っぱい まいま かまま こり 美しく、すべての知恵にさとく、知識があって、思慮深く、王のうらく 食物と、王の飲む酒の中から、日々の分を彼らに与えて、三年といいもの、まり、の、まけ、なか、の、び、び、なか、また、なべ文学と言語とを学ばせようとした。五そして王は王の食べるぶんがく、げんご、まな で、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携えゆき、その器具で、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携えゆき、その器具・エホヤキムと、神の宮の器具の一部とを、彼の手にわたされたの主がルはエルサレムにきて、これを攻め囲んだ。三主はユダの王ネザルはエルサレムにきて、これを攻め囲んだ。三主はユダの王 イスラエルの人々の中から、王の血統の者と、貴族たる者数人とを自分の神の蔵に納めた。三時に王は宦官の長アシペナズに、しょれん。 かみ くら まさ を、連れて来るように命じた。四すなわち身に傷がなく、 えて、ダニエルをベルテシャザルと名づけ、ハナニヤをシャデラ せようとした。ボ彼らのうちに、 - ユダの ネゴと名づけた。 クと名づけ、ミシャエルをメシャクと名づけ、アザリヤをアベデ ミシャエル、アザリヤがあった。

・ 定すの長は彼らに名を与 だ彼らを養い育て、その後、彼らをして王の前に、 王エホヤキムの治世の第三年にバビロンの王ネブカデ ユダの部族のダニエル、ハナニ 容姿が はべら が過ぎたので、宦官の町は彼らをネブカデネザルの前に連れてが過ぎたので、宦が命じたところの若者を召し入れるまでの日数さとい者とされた。ダニエルはまたすべての幻と夢とを理解しさとい者とされた。ダニエルはまたすべての幻と夢とを理解してといる。

ダニエルは王の食物と、王の飲む酒とをもって、自分を汚すまい。 ぱっぱん しょん しょん しょん しょん しょん しょん しょん しょん

彼らの顔色は王の食物を食べたすべての若者よりも美しく、まかれ、十日の間、彼らをためした。 | 五十日の終りになってみると、ださい」。 | 四家令はこの事について彼らの言うところを聞きいださい」。 | 四家令はこの事について彼らの言うところを聞きい 見て、あなたの見るところにしたがって、しもべらを扱ってくたしたちの顔色と、王の食物を食べる若者の顔色とをくらべてたしたちにただ野菜を与えて食べさせ、水を飲ませ、三そしてわしたちにただ野菜を与えて食べさせ、 ぬず の た、三「どうぞ、 くなるでしょう」。こそこでダニエルは宦官の長がダニエル、 そうすればあなたがたのために、わたしのこうべが、玉の前に危 の若者たちよりも悪いと、王が見られることを恐れるのかかもの かっちゅう み 定められたので、 言った、「わが主なる王は、あなたがたの食べ物と、飲み物とをいる。」。 みとあわれみとを得させられたので、IO宦官の長はダニエルに ハナニヤ、ミシャエルおよびアザリヤの上に立てた家令に言いた。 の長に求めた。π神はダニエルをして、宦官の長の前に、恵いをよう もと 思い定めたので、自分を汚させることのないように、
ます。 きだ わたしはあなたがたの健康の状態が、 しもべらを十日の間ためしてください。わた 同年輩 っです。

ス王の元年まで仕えていた。 「れ 王が彼らと語ってみると、彼らすべての中にはダニいった。」 エエが彼らと語ってみると、彼らは知恵と理解において、全国のまの事を 幸神 ととなった。こ○ 王が彼らにさまざで、彼らは王の前にはべることとなった。こ○ 王が彼らにさまざで、彼らは王の前にはべることとなった。こ○ 王が彼らにさまざで、彼らは王の前にはべることとなった。」 エが彼らにさまざいがれ

#### 第二章

本のために心に思い悩んで眠ることができなかった。ニそこできった。ニュは彼らにむかって、「わたしは夢を見たが、その夢を知ろた。三王は彼らにむかって、「わたしは夢を見たが、その夢を知ろた。三王は彼らにむかって、「わたしは夢を見たが、その夢を知ろた。三王は彼らにむかって、「わたしは夢を見たが、その夢を知ろた。三王は彼らにむかって、「わたしは夢を見たが、その夢を知ろうと心に思い悩んでいる」と言ったので、四カルデヤびとらはアラム語で王に言った、「王よ、とこしえに生きながらえられますように。どうぞしもべらにその夢をお話しください。わたしたちはその解き明かしを申しあげましよう」。五王は答えてカルデャびとに言った、「わたしの言うことは必ず行う。あなたがたがもしその夢と、その解き明かしを、わたしに示さないならば、あなたがたの身は切り裂かれ、あなたがたの家は滅ぼされる。 たしたのまなたがたのよりない。

博士、法術士、カルデヤびとに尋ねた者はありませんでした。こはかせ、ほうじゅっした。なが、なりません。どんな大いなる力ある王でも、このような事を、ありません。どんな大いなる力ある王でも、このような事を、 いった。こ、いっと、吹きの言葉をわたしの前に述べて、時の変あなたがたの受ける刑罰はただ一つあるのみだ。あなたがたはしず、ことは、これには、 ことを承知しているので、時を延ばそうとしているのを、わたし 夢とその解き明かしとを、わたしに示しなさい」。t彼らは再びいる。 い。そうすれば、わたしはあなたがたがその解き明かしをも、示。 るのを待とうとしているのだ。まずその夢をわたしに示しなさ 答えて言った、「あなたがたはわたしが言ったことは、必ず行う うすればわたしたちはその解き明かしを示しましょう」。^王は 答えて言った、「王よ、しもべらにその夢をお話しください。そ と大いなる栄誉とを、 でしょう」。 て言った、「世の中には王のその要 求に応じうる者はひとりも しうることを知るだろう」。 | ○ カルデヤびとらは王の前に答え は確かに知っている。ヵもしその夢をわたしに示さないならば、 わたしから受けるだろう。 それ ゆえその

うと求めた。「四そして王の侍衛の長 アリオクが、バビロンのうと求めた。「四そして王の侍衛の長 アリオクが、バビロンのは殺されることになった。またダニエルとその同 僚をも殺そすべて滅ぼせと命じた。「三この命令が発せられたので、知者らすべて滅ぼせと命じた。」三この命令が発せられたので、知者らすべて滅ぼせと命じた。「三この命令が発せられたので、知者らい。」というというに関り、バビロンの知者をここれによって王は怒り、かっ大いに憤り、バビロンの知者を

光をご自身のうちに宿す。暗黒にあるものを知り、

知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と知恵とを知者らを殺そうと出てきたので、ダニエルは思慮と出てきなわち王の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバで天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバで天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「大ダニエルは天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバでな。常知のあれるよう正に願った。

「エルは天の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバでな。常知のあわれるを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「九世ロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「九世の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「九世の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンの知者と共に滅ぼされることのないように求めた。「九世の神のあわれみを請い、ダニエルとその同僚とが、他のバロンが、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年のでは、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第120年の中では、第

示し、今われわれがあなたに請い求めたところのものをわた今われわれがあなたに請い求めたところのものをわためなたはわたしに知恵と力とを賜い、あなたはわたしに知恵とうの神よ、「\*\*\*\*

す。

あ

なたの後にあなたに劣る一

つ

の

国が起ります。

ら、野の獣、空の鳥はどこにいるものでも、皆これをあなたの手

ことごとく治めさせられました。

あなたはあの金の

払われて、あとかたもなくなりました。ところがその像を撃っみな共に砕けて、夏の打ち場のもみがらのようになり、風に吹き 天の神はあなたに国と力と勢いと栄えとを賜い、『スまた人の子でん』から、『七年』がまった。『七年』では、これの王であって、前に申しあげましょう。『七王よ、あなたは諸王の王であって、『紫』もう 砕きました。 || こうして鉄と、粘土と、青銅と、銀と、金とはくだ。 | せいどう ぎん まん 三 王よ、あなたは一つの大いなる像が、あなたの前に立ってい が心に思われたことを、 らされたのです。≡○この秘密をわたしにあらわされたのは、をあらわされるかたが、将来どんな事が起るかを、あなたに よらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を撃ち、これをは粘土です。 🛮 あなたが見ておられたとき、 一つの石が人手に は粘土です。 ただその解き明かしを、王にお知らせすることによって、あなた た石は、大きな山となって全地に満ちました。 べての生ける者にまさって、わたしに知恵があるためではなく、 mk これがその夢です。今わたしたちはその解き明かしを、玉obs たとき、この後どんな事があろうかと、思いまわされ お知りになるためです。 つの石が人手に あなたに知い たが、秘 す 密っ の

よって、互に混ざるでしょう。しかし鉄と粘土とは相混じらな鉄と粘土との混じったのを見られたように、それらは婚姻にに、その国は一部は強く、一部はもろいでしょう。四三あなたがに、その国は一部は強く、一部はも 四5 そこでネブカデネザル王はひれ伏して、ダニエルを拝し、 よらずに山から切り出され、その石が鉄と、青銅と、粘土と、銀してこの国は立って永遠に至るのです。四五一つの石が人手にしてこの国は立って永遠に至るのです。四五一つの石が人手に つまでも滅びることがなく、その主権は他の民にわたされる正たちの世に、天の神は一つの国を立てられます。これのまっ いように、かれとこれと相合することはありません。四日それら に、その国は一部は強く、一部はもろいでしょう。四三あなたがでしょう。四三その足の指の一部は鉄、一部は粘土であったようでしょう。四三その足の指の一部は鉄、一部は粘土であったようで を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であった。 に、その国はこわし砕くでしょう。四 あなたはその足と足の指 をこわし砕くからです。 四0 第四の国は鉄のように強いでしょう。 鉄はよくすべ え物と薫香とを、彼にささげることを命じた。四せそして王。 その夢はまことであって、この解き明かしは確かです. えってこれらのもろもろの国を打ち破って滅ぼすでしょう。そ また第三に青銅の国が起って、全世界を治めるようになります。 いなる神がこの後に起るべきことを、王に知らされたので、金とを打ち砕いたのを、あなたが見られたのはこの事で、 鉄がこれらをことごとく打ち砕くよう あなたが見られたのはこの事です。 これは 、ての物 です。 はダ か 11

かさどらせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。 かさどらせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。 かさどらせた。四九王はまたダニエルの願いによって、沙ャデラ 者の長とした。四九王はまたダニエルの願いによって、シャデラ がビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統轄する がビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統轄する がビロン全州の総督とし、またバビロンの知者たちを統轄する がどいまする。 またがでのであった。 なた なたがでの表す。 またがでの主によって、シャデラ クとメシャクとアベデネゴを任命して、バビロン 州の事務をつ クとメシャクとアベデネゴを任命して、バビロン 州の事務をつ クとメシャクとアベデネゴを任命して、バビロン 州の事務をつ クとメシャクとアベデネゴを任命して、バビロン 州の事務をつ かさどらせた。ただしダニエルは王の宮にとどまっていた。

#### 第三章

ハその時、 立琴、風笛などの、もろもろの楽器の音を聞く者は皆、ひれ伏したていとかどざる。 かっちん がっき ね き もの みな ぶ命令を出して仰せられました。 すべて、角笛、横笛、琴、三角琴、のいれい だ にん きょうしん を 王ぉぅ 「シャデラク、メシャク、アベデネゴよ、 シャクおよびアベデネゴを連れてこいと命じたので、この人々 I=そこでネブカデネザルは怒りかつ憤って、シャデラク、メ えず、 て金の像を拝まなければならない。こまた、 とこしえに生きながらえられますように。この王よ、 に訴えた。ヵすなわち彼らはネブカデネザル王に言った、「王よ、 に仕えず、またわたしの立てた金の像を拝まないとは、 ります。王よ、この人々はあなたを尊ばず、あなたの神々にも れているユダヤ人シャデラク、メシャクおよびアベデネゴがお の前に連れてきた。 あなたの立てられた金の像をも拝もうとしません あるカルデヤびとらが進みきて、ユダヤ人をあしざま |四ネブカデネザルは彼らに言った、 ずるたがたがわが神々 だれでもひれ伏し あなたは ほんとう ひれ伏し

れ

込まれる。いったい、どの神が、わたしの手からあなたがたを救し、拝むことをしないならば、ただちに火の燃える炉の中に投げしが立てた像を、ただちに拝むならば、それでよろしい。しかしが立てた像を、ただちに拝むならば、それでよろしい。しか 風笛などの、もろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して、ややぶぇなのか。「ぁあなたがたがもし、 角笛、 横笛、琴、三角琴、六なのか。「ぁあなたがたがもし、 角笛、横笛、琴、三角琴、六 うことができようか」。 | 五 あなたがたがもし、角笛、 立 た て ぎ と 、わた

たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの立てた金の像を拝す。「<たといそうでなくても、王よ、ご承知ください。わたし る神は、その火の燃える炉から、わたしたちを救い出すことがでかる。 りません。」ももしそんなことになれば、わたしたちの仕えてい みません」。 きます。 | \*\* シャデラク、メシャクおよびアベデネゴは王に答えて言っ た、「ネブカデネザルよ、この事について、 また王よ、あなたの手から、わたしたちを救い出されま お答えする必要はあ

る炉の中に投げ込まれた。三三王の命令はきびしく、かつ炉は、がなき、下着、帽子、その他の衣服のまま縛られて、火の燃えは、外套、下着、帽子、その他の衣服のまま縛られて、火の燃えを火の燃える炉の中に投げ込めと命じた。三 そこでこの人々を火の燃える炉の中に投げ込めとのじた。三 そこでこの 倍熱くせよと命じた。こ○またその軍勢の中の力の強い人々をばいきつ めい しょうしょ なんばい なか ちから つよ ひとびとおよびアベデネゴにむかって、顔色を変え、炉を平 常よりも七 呼んで、シャデラク、メシャクおよびアベデネゴを縛って、彼ら はなはだしく熱していたので、 In そこでネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク シャデラク、メシャクおよびアベ

> ミシャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は縛られたままで、デネゴを引きつれていった人々は、その火炎に焼き殺された。I 火の燃える炉の中に落ち込んだ。

大臣たちも集まってきて、この人々を見たが、火は彼らの身にはだいとなった。これ総督、長官、知事および王のゴはその火の中から出てきた。これ総督、長官、知事および王のゴはその火の中から出てきた。これ総督、長 れでわたしはいま命令を下す。 たではないか」。彼らは王に答えて言った、「王よ、そのとおりでちに言った、「われわれはあの三人を縛って、火の中に投げ入れ こ四その時、ネブカデネザル王は驚いて急ぎ立ちあが ろ王の命令を無視し、自分の身をも捨てようとしたのだ。 なんの力もなく、その頭の毛は焼けず、 出てきなさい」と言ったので、シャデラク、メシャク、アベデネて、「いと高き神のしもベシャデラク、メシャク、アベデネゴよ、 ニスそこでネブカデネザルは、その火の燃える炉の入口に近寄っ もの ひ なか まる がい うす」。 In 王は答えて言った、「しかし、わたしの見るのに四人のす」。 ロ まう こえ 言った、「シャデラク、メシャク、アベデネゴの神はほむべきか でも、 火のにおいもこれに付かなかった。 ニヘ ネブカデネザルは シャデラク、メシャク、 諸民、諸族、諸国語の者のうちだしょみんしょぞくしょこくごもの アベデネゴの神をのの その外套はそこなわれ ~り、大臣· 大臣・ しる者が これそ

ゴの位を進めて、バビロン州におらせた。 ゴの位を進めて、バビロン州におらせた。 三〇こうして、王はシャデラク、メシャクおよびアベデネらだ」。三〇こうに教を施すことのできる神は、ほかにないからない。このように教を施すことのできる神は、ほかにないかあるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければなあるならば、その身は切り裂かれ、その家は滅ぼされなければな

#### 第匹章

その主権は世々に及ぶ。 ああ、その奇跡のすばらしいこと、 ああ、その奇跡のすばらしいこと、 とに さらな くに たらな くに

らはその解き明かしを示すことができなかった。ハ 最後にダニュルがわたしの前にきた、――彼の名はわが神の名にちなんで、ベルテシャザルととなえられ、彼のうちには聖なる神の霊がやなたのうちにやどっているから、どんな秘密もあなたにはむずなたのうちにやどっているから、どんな秘密もあなたにはむずなたのうちにはない。ここわたしが見た夢がある。その解き明かしいことはない。ここわたしが見た夢がある。その解き明かしいことはない。ここわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見た夢がある。その解き明かしをわたしに告げなさい。このわたしが見たのに、地の中央に一本の木がの対はこれである。までもなる神の霊がある。なができなかった。ハ 最後にダニュースの変しまる。までは、また野の獣はその陰にやどり、空の鳥はその枝にすみ、すべての肉なる者はこれによって養われた。

主よ、どうか、この夢は、あなたを憎む者にかかわるように。こい、悩むには及ばない」。ベルテシャザルは答えて言った、「わがに、悩むには及ばない」。ベルテシャザルは、あなたはこの夢と、その解き明かしのため「ベルテシャザルよ、あなたはこの夢と、その解き明かしのため と。「<われネブカデネザル王はこの夢を見た。ベルテシャザ上に立てられるという」と。」 上に立てられるという事を、すべての者に知らせるためである』のままにこれを人に与え、また人のうちの最も卑しい者を、その 言葉によるもので、いと高き者が、人間の国を治めて、自分の意言は警護者たちの命をか、にんげん、くに、きざいとはなるもの、この決定は聖者たちのはだけん、けいごしゃ、かられい 実は豊かで、すべての者がその中から食物を獲、また野のます。 はんしょくせん ない しょくせん えいになって、地の果までも見えわたり、三 その葉は美しく、 の知者たちは、いずれもその解き明かしを、わたしに示すことが うでなく、 た木、すなわちその成長して強くなり、天に達するほどの高さ\*\*\* の解き明かしは、あなたの敵に臨むように。このあなたが見られ ばらくのあいだ驚き、思い悩んだので、王は彼に告げて言った、 ちには、聖なる神の霊がやどっているからだ」。 できなかったけれども、あなたにはそれができる。 ほどに大きくなり、 すなわちあなたです。 その陰にやどり、 In その時、その名をベルテシャザルととなえるダニエルは、 獣の心が与えられて、七つの時を過ごさせよ。 空の鳥がその枝に住んだ木、三王よ、それは あなたの主権は地の果にまで及びました。 あなたは成長して強くなり、天に達する。 せいちょう あなたのう の獣が その -七こ) U

> 共におり、牛のように草を食い、天からくだる露にぬれるでしょっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱいです。 1ヵ すなわちあなたは追われて世の人を離れ、野の獣とのです。 1ヵ すなわちあなたは追われて世の人を離れ、野の獣と 滅ぼせ。ただしその根の切り株を地に残し、それに鉄と青銅像のできます。 さい。そうすれば、あるいはあなたの繁栄が、長く続くかもしれ行って罪を離れ、しえたげられる者をあわれんで、不義を離れない。 ということを知った後、 を残しおけと命じたので、あなたが、天はまことの支配者である。 う。こうして七つの時が過ぎて、ついにあなたは、いと高き者がう。こうして七つの時が過ぎて、ついにあなたは、いと高き者が はいと高き者の命令であって、わが主なる王に臨まんとするもばいと高き者の命令であって、わが主なる王に臨まんとするも せよ』と。 なわをかけて、野の若草の中におき、天からくだる露にぬれさ 三ところが、 ません」。 せ、また野の獣と共にその分にあずからせて、七つの時を過ごさ て、こう言うのを見られました、『この木を切り倒して しょう。ニセそれゆえ玉よ、あなたはわたしの勧告をいれ、 IM 王よ、その解き明かしはこうです。すなわちこれ 王はひとりの警護者、 あなたの国はあなたに確保されるで あなたが、天にマロンこことに あなたが、天にマロンこことに ひとりの聖者が、 へから下っ 0)

て建てた王城であって、わが威光を輝かすものではないか」。三言った、「この大いなるバビロンは、わたしの大いなる力をもっき、三の下になるがではないでは、おからのとよう。 まっぱい すっぱい これ この事は皆ネブカデネザル王に臨んだ。ニュ十二か月を経てこべこの事は皆ネブカデネザル王になんだ。ニュ十二か月を経て

これを人に与えられることを知るに告げる。国はあなたを離れ、字のように草を食い、こうして七つの時を経て、ついににおり、牛のように草を食い、こうして七つの時を経て、ついににおり、牛のように草を食い、こうして七つの時を経て、ついにたが、生のように草を食い、こうして七つの時を経て、ついにたが、生のように草を食い、こうして七つの時を経て、ついにたが、生のように草を食い、こうして七つの時を経て、ついにあなたは、いと高き者が人間の国を治めて、自分の意のままに、あなたは、いと高き者が人間の国を治めて、自分の意のままに、あなたは、いと高き者が人間の国を治めて、自分の意のままに、まただちにネブカデネザルに成就した。彼は追われて世の人を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、を離れ、牛のように草を食い、その身は天からくだる露にぬれ、ないにその毛は、わしの羽のようになり、そのつめは鳥のつめのついにその毛は、わしの羽のようになり、そのつめは鳥のつめのようになった。

「あなたは何をするのか」と言いうる者はない。だれも彼の手をおさえて

はことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされらいまで、わたしに求め、わたしは国の上に堅く立って、前にもらもきて、わたしに求め、わたしは国の上に堅く立って、前にもらって、かなる者となった。 lt そこでわれネブカデネザルらもきて、わたしに求め、わたしは国の上に堅く立って、前にもられが尊厳と光輝とが、わたしは同かに帰った。 わが大臣、わが貴族に、わが尊厳と光輝とが、わたしは同かに帰った。 わが大臣、わが貴族に、わが尊厳と光輝とが、わたしは国の上院の上、をしている。

#### 第五章

ニ酒が進んだとき、ベルシャザルは、その父ネブカデネザルがエけ、その一千人の前で酒を飲んでいた。け、その一千人の前で酒を飲んでいた。 - ベルシャザル王は、その大臣一千人のために、盛んな酒宴を設っべルシャザル王は、その大臣一千人のために、盛んな酒宴を設っています。

宮殿の塗り壁に物を書いた。王はその物を書いた手の先を見ますると突然人の手の指があらわれて、燭台と相対する王のますると突然人の手の指があらわれて、燭台と相対する王のまっぱんだ。

た。スそのために王の顔色は変り、その顔色は変り、王の大臣、大声に呼ばわって、法 術士、カルデヤびと、占い師らを召して大声に呼ばわって、法 術士、カルデヤびと、占い師らを召して大声に呼ばわって、法 術士、カルデヤびと、占い師らを召してこさせた。王はバビロンの知者たちに告げて言った、「この文字こさせた。王はバビロンの知者たちに告げて言った、「この文字に金の鎖をかけさせて、国の第三のつかさとしよう」と。 < 王の知者たちは皆はいってきた。しかしその文字を読むことができ知者たちは皆はいってきた。しかしその文字を読むことができが、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、本ず、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、本ず、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、たちしゃり、「はいばんで、その顔色は変り、王の大臣ないシャザル王は大いに思い悩んで、その顔色は変り、王の大臣ないシャザル王は大いに思い悩んで、その顔色は変り、王の大臣ないと、ちはいばんでも当惑した。

この時に王妃は王と大臣たちの言葉を聞いて、その宴会場にはいってきた。そして王妃は言った、「王よ、どうか、とこしえには、聖なる神の霊のやどっているひとりの人がおります。あなたの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあることをあらわしました。あなたの父ネブカデネザル王は、彼を立たの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあることをあらわしました。あなたの父ネブカデネザル王は、彼を立たの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあることをあらわしました。あなたの父ネブカデネザル王は、彼を立たの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあることをあらわしました。あなたの父ネブカデネザル王は、彼を立たの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあることをあらわしました。あなたの父ネブカデネザル王は、彼を立たの父の代に、彼は、明知、分別および神のような知恵のあることをあらわしました。あなたの父ネブカデネザル王は、彼を立たの学を解き、なぞを解き、難問を解くことができます。ゆえにて、夢を解き、なぞを解き、難問を解くことができます。ゆえにて、夢を解き、なぞを解き、難問を解くことができます。ゆえにて、夢を解き、なぞを解き、難問を解くことができます。ゆえになり、はいというは、というというというというというという。

ここそこでダニエルは主の前に召された。王はダニエルに言った、「あなたは、わが父の王が、ユダからひきつれてきたユダのた。「あなたは、わが父の王が、ユダからひきつれてきたユダのた。「あなたは、わが父の王が、祖のひとりなのか。」四聞くところによると、あなたのうちには、聖なる神の霊がやどっていて、明知、分別および非凡な知恵があるそうだ。」 まわたしは、知者、法・術・士らを、わが前に召しよせて、この文字を読ませ、その解き明かしを示させようとしたが、彼らは、この事の解き明かしを示さとができなかった。一大しかしまた聞くところによると、あなたは解き明かしをなし、かつ難問を解くことができるそうだ。それで、あなたがもし、こかつ難問を解くことができるそうだ。それで、あなたがもし、こかつ難問を解くことができるそうだ。それで、あなたがもし、こかつ難問を解くことができるそうだ。それで、あなたがもし、この文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたなの文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたなの文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたなの文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたなの文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたなの文字を読み、その解き明かしをわたしに示すことができたない。まないとは、おいとは、おいというないというによると、あなたは、おいとは、おいというによると、あなたは、おいというないというできない。

なり、ごうまんにふるまったので、王位からしりぞけられ、そのなり、ごうまんにふるまったので、王位からしりぞけられ、そのなり、ごうまんにふるまったので、王位からしりぞけられ、そのなり、ごうまんにふるまった。このしかしながする者を生がしましょう。「<王よ、いと高き神はあなたの父ネブカデネザルに国と権勢と、光栄と尊厳とを賜いました。の父ネブカデネザルに国と権勢と、光栄と尊厳とを賜いました。の父ネブカデネザルに国と権勢と、光栄と尊厳とを賜いました。はみな、彼の前におののき恐れました。彼は自分の欲する者を上げ、自分の殺ける者を生かし、自分の欲する者を上げ、自分の欲する者を上げ、自分の欲する者を下しました。しぶんといる。このしかし彼は心に高ぶり、かたくなにはみな、彼の前におののき恐れました。彼は自分の欲する者を上げ、自分の欲する者を下しました。しぶんといる。このしかし彼は心に高ぶり、かたくなになり、ごうまんにふるまったので、王位からしりぞけられ、そのなり、ごうまんにふるまったので、王位からしりぞけられ、そのなする者を下しました。このしかし彼は心に高ぶり、かたくなになり、ごうまんにふるまったので、王位からしりぞけられ、そのなける者を下しました。このしかし彼は心に高ぶり、かたくなになり、ごうないと言いない。

大臣たちと、あなたの妻とそばめたちは、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、 神が人間の国を治めて、自分の意のままに人を立てられるといか。 にんげん くに まき しょぶん い との身は天からくだる露にぬれ、こうしてついに彼は、いと高きの み てん 光栄を奪い きない金、銀、青銅、鉄、木、石の神々をほめたたえたが、あなみ、そしてあなたは見ることも、聞くことも、物を知ることもで を低くせず、ここかえって天の主にむかって、みずから高ぶり、そ は彼の子であって、この事をことごとく知っていながら、なお心。 になり、 る神をあがめようとはしなかった。 たの命をその手ににぎり、あなたのすべての道をつかさどられ うことを、 そのすまいは野ろばと共にあり、牛のように草を食い、 知るようになりました。三ベルシャザルよ、 あなたの妻とそばめたちは、それをもって酒を飲をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの 物を知ることもで あなた

この文字が書きし この それゆえ、彼の前からこの手が出てきて、この文字が書きし この それゆえ、彼の前からこの手が出てきて、この文字が書きし この それゆえ、彼の前からこの手が出てきて、この文字が書きし この それゆえ、彼の前からこの手が出てきて、この文字が書きし この それゆえ、彼の前からこの手が出てきて、この文字が書きし この まった。 まれ とをいうのです。 まれ ととをいうのです。 まれ ととをいうのです。 まれ との事の解き明かしはこうです。メネ、メネ、テケル、ウパルシン。 まれ その事の解き明かしはこうです。メネ、メネ、テケル、ウパルシン。 まれ というです。 まれ というです。 まれ というです。 まれ というです。 まれ というのです」。

ln そこでベルシャザルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金state であるます。 きん

三のつかさであると言わせた。の鎖をその首にかけさせ、彼について布告を発して、彼は国の第

おおよそ六十二歳であった。
- メデアびとダリヨスが、その国を受けた。この時ダリヨスは、三のカルデヤびとの王ベルシャザルは、その夜のうちに殺され、三

#### 第六章

三人の前に、その職務に関する報告をさせて、王に損失の及ぶこには、まえ、しょくむ、かん ほうこく あって、その身になんのあやまちも、とがも見いだされなかった がをも見いだすことができなかった。 き口実を得ようとしたが、訴えるべきなんの口実も、なんのと そこで総監および総督らは、 さっていたので、王は彼を立てて全国を治めさせようとした。四 るすぐれた霊のゆえに、他のすべての総監および総督たちにま とのないようにするためであった。Ξダニエルは彼のうちにあ ダニエルはそのひとりであった。これは総督たちをして、この 「ダリヨスは全国を治めるために、その国に百二十人の総督を の 立てることをよしとし、こまた彼らの上に三人の総監を立てた。 国事についてダニエルを訴える それは彼が忠信な人で つ

らおこなっていたように、一日に三度ずつ、ひざをかがめて神の二階のへやの、エルサレムに向かって窓の開かれた所で、以前か うに。
も国の総監、長官および総督、参議および知事らは、相は は確かであって、メデアとペルシャの法律のごとく、変えることと、定められたではありませんか」。 王は答えて言った、「その事と、定められたではありませんか」。 前に祈り、かつ感謝した。こそこでその人々は集まってきて、 ください」。πそこでダリヨス王は、その禁令の文書に署名した。のない法律のごとく、これを変えることのできないようにしているい法律のごとく、これを変えることのできないようにして から三十日の間は、ただあなたにのみ願い事をさせ、もしあなた。 スこうして総監と総督らは、王のもとに集まってきて、王に言ってうして総監と総督らは、王のもとに集まってきて、ますい。 これをなす者があれば、すべてその者を、ししの穴に投げ入れる。 ダニエルがその神の前に祈り、かつ求めていることを見たので、 をおいて、 求めることになりました。王よ、それはこうです。すなわち今點 かって、王が一つのおきてを立て、一つの禁令を定められるよう なたにのみ願い事をさせ、 た、「ダリヨス王よ、どうかとこしえに生きながらえられますよ | 王よ、あなたは禁令に署名して、今から三十日の間は、ただあ |〇ダニエルは、その文書の署名されたことを知って家に帰り、 神または人にこれをなす者があれば、すべてその者

なる。 もしあなたをおいて、神または人に、 0

がでささげています」。 がをささげています」。 たをも、あなたの署名された禁令をも顧みず、一日に三度ずつ、 たをも、あなたの署名された禁令をも顧みず、一日に三度ずつ、 たをも、あなたの署名された禁令をも顧みず、一日に三度ずつ、 のできないものだ」。 I = 彼らは王の前に答えて言った、「王よ、

国 王はこの言葉を聞いており、 この 王はこの言葉を聞いておいものであることを、ご承知くださ では変えることのできないものであることを、ご承知くださ では変えることのできないものであることを、ご承知くださ

が、その身になんの害をも受けていなかった。これは彼が自分が、その身になんの害をも受けていなかった。これは彼が自治穴の中から出せと命じたので、ダニエルは穴の中から出されたやらです。王よ、わたしはあなたの前にも、何も悪い事められたからです。王よ、わたしはあなたの前にも、何も悪い事しませんでした。これはわたしに罪のないことが、神の前に認しませんでした。これはわたしに罪のないことが、神の前に認 の使をおくって、ししの口を閉ざされたので、ししはわたしを害とこしえに生きながらえられますように。 三 わたしの神はそ ないうちに、ししは彼らにとびかかって、その骨までもかみ砕い妻子と共に、ししの穴に投げ入れさせた。彼らが穴の底に達しきい。 とき ダニエルをあしざまに訴えた人々を引いてこさせ、彼らをその ることができたか」。三 ダニエルは王に言った、「王よ、どうか、

ダニエルの神を、おののき恐れなければならない。 三 そこでダリヨス王は全世界に住む諸民、 \*\*\*・ ぜんせかい す しょみん 彼は生ける神であって、 諸族、 諸国語 の者に

こせ彼は救を施し、 その国は滅びず、その主権は終りまで続く とこしえに変ることなく、 ・ても、 地においても 助けをなし、

しるしと奇跡とをおこない

だの一方をあげ、その口の歯の間に、三本の肋骨をくわえていたられた。 垣見よ、第二の獣は熊のようであった。 これはそのからられた。 すりまった。 起されて、人のように二本の足で立たせられ、かつ人の心が与えいたが、わたしが見ていると、その翼は抜きとられ、また地からおの異なり、『第一のものは、ししのようで、わしの翼をもって 夢を見、また脳中に幻を得たので、彼はその夢をしるして、そゆめ、み、のらちゅうまぼろし、えいビロンの王ベルシャザルの元年に、ダニエルは床にあって、バビロンの主ぐ その背には鳥の翼が四つあった。 が、これに向かって『起きあがって、多くの肉を食らえ』と言う ると、三四つの大きな獣が海からあがってきた。その形は、おのかなり、 の幻のうちに見た。見よ、天の四方からの風が大海をかきたてませる。 の事の大意を述べた。三ダニエルは述べて言った、「わたしは夜 三へこうして、このダニエルはダリヨスの世と、 り、主権が与えられた。ょその後わたしが夜の幻のうちに見た 声があった。ギその後わたしが見たのは、ひょうのような獣で、 第 スの世において栄えた。 ダニエルを救って ししの力をのがれさせたかたである」。 またこの獣には四つの頭があんのは、て、・・・ ペルシャ人クロ

なわれて、

けた。これは、その前に出たすべての獣と違って、十の角を持っの歯があり、食らい、かつ、かみ砕いて、その残りを足で踏みつ四の獣は、恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄 角のうち三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角にいるのうち三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角に、さきのた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために、さきの ていた。<わたしが、その角を注意して見ていると、その中に、ま わ 人の目のような目があり、また大きな事を語る口があった。 獣は、恐ろしい、 たしが見ていると、 ものすごい、非常に強いもので、 大きな鉄での

日の老いたる者が座しておられた。 そのみ座は火の炎であり、 その衣は雪のように白く、 もろもろのみ座が設けられ て、

その車輪は燃える火であった。 □○彼の前から、ひと筋の火の流れが出てきた。

彼の前にはべる者は万々、なれ まえ もの まんまん 彼に仕える者は千々、かれ こか もの せんせん

たが、わたしが見ている間にその獣は殺され、そのからだはそここわたしは、その角の語る大いなる言葉の声がするので見ている。 かずかずの書き物が開かれた。審判を行う者はその席に着き、 燃える火に投げ入れられた。 | 三 その他の獣はその

> 主ゅ 権を わ 奪われたが、その命は、時と季節の来るまで延ばされた。

天の雲に乗ってきて、見よ、人の子のような者が、

日の老いたる者のもとに来ると、

その前に導かれた。

その主権は永遠の主権であって、
しゅけん そいえん しゅけん まりません まなえん しゅけん まなれる とないに 仕えさせた。 諸民、諸族、諸国語の者を彼に仕えさせた。 四彼に主権と光栄と国とを賜い、

なくなることがなく、

その国は滅びることがない。

|幻は、わたしを悩ましたので、| \*\*わたしは、そこに立っている しかしついには、いと高き者の聖徒が国を受け、永遠にその国を『この四つの大きな獣は、地に起らんとする四人の王である。1へとその者は、わたしにこの事の解き明かしを告げ知らせた。1tとその者は、わたしにこの事の解き明かしを告げ知らせた。1t 保って、世々かぎりなく続く』。 者のひとりに近寄って、このすべての事の真意を尋ねた。する。 Im そこで、われダニエル、わがうちなる霊は憂え、 わが脳中の

つめは青銅であって、食らい、かつ、かみ砕いて、その残りを足の獣は他の獣と異なって、はなはだ恐ろしく、その歯は鉄、その獣はの、また、 で踏みつけた。 こOこの獣の頭には、 いまの あたま 十の角があっ たが、 その そ

ここの角が出てきたので、この鬼のために、三つの角が抜けかに一つの角が出てきたので、この鬼徒たちは国を受けた。なった。そしてその時がきて、いと高き者の聖徒のために審判をおこなった。そしてその時がきて、いと高き者の聖徒のために審判をおこなった。そしてその時がきて、この聖徒と戦って、彼らに勝ったが、三ついにであると、この角は聖徒と戦って、彼らに勝ったが、三ついにであると、この角は聖徒と戦って、彼らに勝ったが、三ついるの人が見るいた。そしてその時がきて、この鬼のために、三つの角が抜けかに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けかに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けがに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けがに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けがに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けがに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けがに一つの角が出てきたので、この角のために、三つの角が抜けがに一つの角が出てきたので、この単位をは、

全世界を併合し、『第四の獣は地上の第四の国である。『第四の獣は地上の第四の国である。

彼は先の者と異なり、その後にまたひとりの王が起る。その後にまたひとりの王が起る。これである。これでは、これである。これの母はこの国から起る十人の王である。

これを踏みつけ、

かつ打ち砕く。

かつ、いと高き者の聖徒を悩ます。 ニュ 彼は、いと高き者に敵して言葉を出かっ、その三人の王を倒す。 ことば だかつ、その三人の王を倒す。

彼の主権は奪われて、
ニュしかし審判が行われ、
ニュしかし審判が行われ、

皮うの国は水遠の国であって、
かいと高き者の聖徒たる民に与えられる。
いと高き者の聖徒たる民に与えられる。

諸国の者はみな彼らに仕え、かつ従う』。 しまし、ものかれていかいしたがいならの国は永遠の国であって、

### 第八章

四

になった時、あの大きな角が折れて、その代りに四つの著しい角へこうして、その雄やぎは、はなはだしく高ぶったが、その盛んけた。また、その雄羊を、やぎの力から救いうる者がなかった。けた。また、その雄羊を、やぎの力から救いうる者がなかった。 が生じ、天の四方に向かった。 に当る力がなかったので、やぎは雄羊を地に打ち倒して踏みつ さきにわたしが川の岸に立っているのを見た、 を発し、雄羊を撃って、その二つの角を砕いた。 雄羊には、これ たしが見ていると、それが雄羊に近寄るや、これにむかって怒り ある雄羊にむかってきて、激しく怒ってこれに走り寄った。tわ もてを飛びわたって西からきたが、その足は土を踏まなかった。 目の間に著しい一つの角があった。^この者は、。。。これでいるじる あの二つの 角のの

天の衆群に及ぶまでに大きくなり、星の衆群のうちの数個を地に向かい、麗しい地に向かって、はなはだしく大きくなり、10年に向かい、麗しい地に向かって、はなはだしく大きくなり、10年 を倒した。ここそしてその衆群は、罪によって、常供の燔祭と共の衆群の主に敵し、その常供の燔祭を取り除き、かつその聖所の衆群の主に敵し、その常供の燔祭を取り除き、かつその聖所に投げ下して、これを踏みつけ、こ またみずから高ぶって、そ に投げ下して、これを踏みつけ、こまたみずから高ぶって、 いままにふるまって、 気すことをなす罪と、 その にわたされた。 聖者の語っているのを聞いた。 語っている聖者にむかって言った、「常供の燔祭と、 みずから栄えた。こそれから、 聖所とその衆群がわたされて、 その角はまた真理を地に投げうち、ほし またひとりの聖者が 足の下に わたしは 東が

> 悟りなさい。この幻は終りの時にかかわるものです」。 やれて、ひれ伏した。 しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、恐れて、ひれ伏した。 しかし、彼はわたしに言った、「人の子よ、と彼はわたしの立っている所にきた。彼がきたとき、わたしはと彼は | H われダニエルはこの幻を見て、その意味を知ろうと求めてる。そして聖所は清められてその正しい状態に復する」。 踏みつけられることについて、 でだろうか」と。 | 図彼は言った、「二千三百の夕と朝 \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* 幻にあらわれ たことは、い の間で ・つま 11

眠りに陥ったが、彼はわたしに手を触れ、わたしを立たせて、また、ながわたしに語っていた時、わたしは地にひれ伏して、深いながわたしに語っていた時、わたしは地にひれ伏して、深いない。 三彼らの国の終りの時になり、罪びとの罪が満ちるに及んで、なつの国が起るのです。しかし、第一の王のような勢力はない。の角が折れて、その代りに四つの角が生じたのは、その民からEの角が折れて、その代りに四つの角が生じたのは、その民からEの角が折れて、その代りに四つの角が生じたのは、その民からEの角が折れて、その代りに四つの角が生じたのは、その民からEの角が折れて、その代りに四つの角が生じたのは、その民からEの角が折れて、その代りに四つの角が生じたのは、その民からE デアとペルシャの王です。三また、かの雄やぎはギリシヤの であるから。このあなたが見た、あの二つの角のある雄羊は、なたに知らせよう。それは定められた終りの時にかかわるも ヵ言った、「見よ、わたしは憤りの終りの時に起るべきことを、 です、その目の間の大きな角は、その第一の王です。 とりの王が起るでしょう。その顔は猛悪で、彼はなぞを解き、 その |勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすとこせいのよう。 三またそ メ V)

て驚いた。またこれを悟ることができなかった。 起きて、王の事務を執った。 しかし、わたしはこの幻の事を思っ起きて、王の事務を執った。 しかし、わたしはこの幻の事を思ったが、後 ニモ われダニエルは疲れはてて、数日の間 病みわずらったが、後

#### 第九章

き神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約をき神、主、おのれを愛し、おのれの戒めを守る者のために契約とこれにおい、エルは主が預言者エレミヤに臨んで告げられたその言葉によエルは主が預言者エレミヤに臨んで告げられたその言葉によエルは主が預言者エレミヤに臨んで告げられたその言葉によエルは主が預言者エレミヤに臨んで告げられたその言葉によか、エルサレムの荒廃の終るまでに経ねばならぬ年の数は七十年であることを、文書によって悟った。まれてわたしは、わが薄、しゅいの元があると、文書によって悟った。まれてわが神、上まいの元がらして言った、「ああ、大いなる恐るべわが神、しょいの元がらして言った、「ああ、大いなる恐るべわが神、しゅいの元がらしば、からない。」といいの元が、カルデヤびとの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「メデアびとアハシュエロスの子ダリヨスが、カルデヤびとの「また」といいます。

せんでした。セミよ、正義はあなたのものですが、恥はわれわれち、先祖たち、および国のすべての民に告げた言葉に聞き従いまち、生んだ。 す。こまことにイスラエルの人々は皆あなたの律法を犯し、 先祖たちのものです。これはわれわれがあなたにむかって罪をせんぞ <主よ、恥はわれわれのもの、われわれの王たち、君たちおよびした。これは彼らがあなたにそむいて犯した罪によるのです。 ルサレムの住民および全イスラエルの者は、近き者も、遠き者に加えられて、今日のような有様です。すなわちユダの人々、エ せんぞ くに たみ っ ことば き したがる預言者たちが、あなたの名をもって、われわれの王たち、君た<sup>ょげんしゃ</sup> らです。 ぎかかりました。 モー れ去って、あなたのみ声に聞き従わなかったので、 によって、 のです。これはわれわれが彼にそむいたからです。10またわ 犯したからです。ヵあわれみと、ゆるしはわれわれの神、主のも
ポダ もみな、 と、おきてを離れました。゙゙゙゙゙゙ゎわれわれはまた、あなたのしもべな 保ち、いつくしみを施される者よ、ヵわ れ て、さきにわれわれと、 おこない、よこしまなふるまいをなし、そむいて、 ・セの律法にしるされたのろいと誓いが、われわれの上に注えって、あなたのみ声に聞き従わなかったので、神のしもべ あなたが追いやられたすべての国々で恥をこうむりま こすなわち神は大いなる災をわれわれの上にくだし われわれの前に賜わった律法を行わなかったからで これはわれわれが神にむかって罪を犯したか わ れわれを治めたつかさたちにむかって れわれは罪 を

見、み名をもってとなえられる町をご傾けて聞いてください。目を開いて、聖所に、あなたのみ顔を輝かせてくだ 聖所に、あなたのみ顔を輝かせてください。「<わが神よ、耳をせらじょください。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたのください。」 かったのです。「ヨわれわれの神、主よ、あなたは強きみ手をらせられます。ところが、われわれはそのみ声に聞き従わな す。「せそれゆえ、われわれの神よ、しもべの祈と願いを聞いてと、あなたの民が、われわれの周囲の者の物笑いとなったからでと、あなたの民が、われわれの周囲の者の物笑いとなったからで に、み名をあげられました。われわれは罪を犯し、よこしまなふ もって、あなたの民をエジプトの地から導き出して、 た。一四それゆえ、主はこれを心に留めて、災をわれわれに下さ る山から、 みわざをなされたように、あなたの町エルサレム、あなたの聖な るまいをしました。「<主よ、どうぞあなたが、これまで正しい れたのです。 その不義を離れて、あなたの真理を悟ることをもしませんでし したが、なおわれわれの神、主の恵みを請い求めることをせず、 ような事は、 告げられた言葉を実行されたのです。 はわれわれの罪と、われわれの先祖の不義のために、エルサレム の律法にしるされたように、この災はすべてわれわれに臨みま あなたの前に祈をささげるのは、 み名をもってとなえられる町をごらんください。 あなたの怒りと憤りとを取り去ってください。これ 全天下にいまだかつてなかった事です。 われわれの神、主は、何事をされるにも、正しくあ わ われわれの荒れたさまを あ れ のエルサレムに臨 わ れの義によるのでは 今日のよう ゠゠モー われわれ んだ ė

をもってとなえられているからです」。 おなたの民は、み名れを延ばさないでください。 あなたの町と、あなたの民は、み名て、おこなってください。 わが神よ、あなたご自身のために、こ間いてください。 主よ、 み心に留め聞いてください。 主よ、 み心に留め聞いてください。 主よ、 み心に留めなく、 ただあなたの大いなるあわれみによるのです。 1ヵ 主よ、なく、 ただあなたの大いなるあわれみによるのです。 1ヵ 主よ、

このわたしがこう言って祈り、かつわが罪とわが民ない。このみです。あなたは大いに愛せられている者です。ゆえに、このみたとき、み言葉が出たので、それをあなたに告げるころ、わたしに近づみやかに飛んできて、夕の供え物をささげるころ、わたしに近づみやかに飛んできて、夕の供え物をささげるころ、わたしに近づみやかに飛んできて、夕の供え物をささげるころ、わたしに近づみやかに飛んできて、夕の供え物をささげるころ、わたしに近づみかに、知恵と悟りを与えるためにきました。二日あなたが祈を始めに、知恵と悟りを与えるためにきました。二日あなたが祈を始めたとき、み言葉が出たので、それをあなたに告げるためにきたのたとき、み言葉が出たので、それをあなたに告げるためにきたのたとき、み言葉が出たので、それをあなたに告げるためにきたのたとき、み言葉が出たので、それをあなたに告げるためにきたのです。あなたは大いに愛せられている者です。ゆえに、このみでは、まばらしまが、まばらしまが、まずのと言いまなが、まずのと言いまなが、まずのと言いまない。

も不安な時代に、エルサレムは広場と街路とをもって、建て直さられています。これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不義をあられています。これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不義をあられています。これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもたらし、 幻と預言者を封じ、いと聖なるがない、永遠の義をもって、建て直せと書いる。 まず というのでは、七十 週が定めいる。 これはとがを終らせ、罪に終りを告げ、不義をあられています。 これはとがを終らせ、罪に終りを告って、建て直さと六十二 週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しからは、というのでは、七十 週が定めるもって、建て直さ

れるでしょう。これその六十二週の後にメシヤは断たれるでに注がれるのです」。

## 第一〇章

の帯を腰にしめていた。<そのからだは緑 柱 石のごとく、そのの帯を腰にしめていた。<そのからだは緑 柱 石のごとく、そのいます。としがチグリスという大川の岸に立っていたとき、五 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、五 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、五 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、五 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、五 目をあげたしがチグリスという大川の岸に立っていたとき、五 目をあげたしがチグリスというないのでは、うまい物を食べず、肉と酒とをち三週間の全く満ちるまでは、うまい物を食べず、肉と酒とをする。こそのころ、われダニエルは三週の間、悲しんでいた。=すなわこそのころ、われダニエルは三週の間、悲しんでいた。=すなわっている。

たましていまっのごとく、その目は燃えるたいまつのごとく、その腕と を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声は、群衆の声のようであった。まこの幻を見た者は、われダニエルのみであった。おおいなる幻を見たので、力が抜け去り、わが顔の輝きは恐この大いなる幻を見たので、力が抜け去り、わが顔の輝きは恐この大いなる幻を見たので、力が抜け去り、わが顔の輝きは恐この大いなる幻を見たので、力が抜け去り、わが顔の輝きは恐ったが、その言葉の声を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その言葉の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、その声楽の声を聞いたとき、顔を伏せ、地にひれ伏を聞いたが、

この見よ、一つの手があって、わたしに触れたので、わたしは震えながらひざまずき、手をつくと、二 彼はわたしに言った、「大きながらひざまずき、手をつくと、二 彼はわたしに言った、「大いに愛せられる人ダニエルよ、わたしは今あなたのもとにつかわされたのです」。彼がこの言葉をわたしに告げているとき、わたしは震えながら立ちあがりなさい。わたしは今あなたのもとにつかわされたのです」。彼がこの言葉をわたしに告げているとき、わたしは震えながら立ちあがりなさい。あなたが悟ろうと心をこた、「ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心をこた、「ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心をこた、「ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心をこた、「ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたが悟ろうと心をこた、「ダニエルよ、恐れるに及ばない。あなたの目から、あなたのもとにつから、あなたのです。ここペルシャの国の君が、二十一日の間わたしの前きたのです。ここペルシャの国の君が、二十一日の間わたしの前きたのです。ここペルシャの国の君と共に、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、わたしを助けたので、わたしは、彼をペルシャの国の君と共に、わたしを助けたので、わたしは震いないというないというない。

べき日にかかわるものです」。を、あなたに悟らせるためにきたのです。この幻は、なおきたるを、あなたに悟らせるためにきたのです。この幻は、なおきたる

「八人の形をした者は、再びわたしにさわり、わたしを力づけって人の形をした者は、再びわたしにさわり、わたしを強にいる事を、あなたは、わたしは力をつけてくださったから」。こっそこで彼は言った、「あなたは、わたしは力をつけてくださったから」。こっそこで彼は言った、「あなたは、わたしは力をつけてくださったから」。こっそこで彼は言った、「あなたは、わたしがなんのためにきたかをこで彼は言った、「あなたは、わたしがなんのためにきたかをつていますか。わたしは、今帰っていって、ペルシャの君がおうとしているのです。彼との戦いがすむと、ギリシャの君がおうとしている事を、あなたに告げよう。わたしを助けて、彼らと戦されている事を、あなたに告げよう。わたしを助けて、彼らと戦されている事を、あなたに告げよう。わたしを助けて、彼らと戦う者は、あなたがたの君ミカエルのほかにはありません。

彼を力づけたことがあります。
- わたしはまたメデアびとダリヨスの元年に立って彼を強め、

王の軍勢にむかってきて、その城に討ち入り、これを攻めて勝つます。それで、せいから、一つの芽が起って彼に代り、北のせるのころ、この女の根から、一つの芽が起って彼に代り、北のでは、

○ その子らはまた憤激して、あまたの大軍を集め、進んで行って、みなぎりあふれ、通り過ぎるが、また行って、攻めて来る攻め寄せるでしょう。ニ そこで南の王は、大いに怒り、出てき攻め寄せるでしょう。ニ そこで南の王は、大いに怒り、出てき攻め寄せるでしょう。ニ そこで南の王は、大いに怒り、出てき攻め寄せるでしょう。ニ そこで南の王は、大いに怒り、出てき攻め寄せるでしょう。ニ そこで南の王は、大いに怒り、出てき攻め寄せるでしょう。ニ そこで南の王は、大いに怒り、出てきなん。ニ それは北の王がまた初めよりも大いなる軍を起し、世ん。ニ それは北の王がまたが、また行って、その城にまでせん。ニ それは北の王がまたが、また行って、その城にまでなり、おり、数万人を倒します。しかし、勝つことはありません。ニ それは北の王がまた初めよりも大いなる軍を集め、進んで行って、その子らはまた憤激して、あまたの大軍を集め、進んで行った。

全国の力をもって討ち入ろうと、その顔を向けるが、相手と仲直を放 就しようとするが失敗するでしょう。「五こうして北の王がきて、墨を築き、堅固な町を取るが、常の王の力は、これに立ち向かう力がありません。「六これに攻めて来る者は、その心のままに事をなし、その前に立ち向かうことができず、またそのえり抜きの民も、これに立ち向かう力がありません。「六これに攻めて来る者は、その心のままに事をなし、その前に立ち向かうことのできる者はなく、彼はまに事をなし、その前に立ち向かうことのできる者はなく、彼はまに事をなし、その前に立ち向かうことのできる者はなく、彼はまに事をなし、その前に立ち向からことのできる者はなく、彼はまに事をなし、その前に立ち向からことのできる者はなく、彼はまに事をなし、その前に立ち向からことのできる者はなく、彼はまに事をなし、その前に立ち向から高ぶって事をなし、対策を表している。またあな「四 そのころ多くの者が起って、 南の王に敵します。またあな「四 そのころ多くの者が起って、 南の王に敵します。またあな「四 そのころ多くの者が起って、 南の王に敵します。またあな「四 そのころ多くの者が起って、 南の王に敵します。

う。 りをし、その娘を与えて、その国を取ろうとします。しかし、その娘を与えて、その国を取ろうとします。 「A こうして彼は、その顔を自分その恥辱を彼の上に返します。」 A こうして彼ば、その顔を自分その恥辱を彼の上に返します。」 A こうしながらず、また彼の利益にはならないでしょう。 「A そのの国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えうせるでしょう。」 A その国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えうせるでしょう。 「A その国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えうせるでしょう。」 A その国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えうせるでしょう。 しかし、その国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えうせるでしょう。 しかし、その国の要害に向けるが、彼はつまずき倒れて消えうせるでしょう。

Ļ 電い起し、大軍を率いて南の王を攻めます。南の王もまたみずぶる。起し、大軍を率いて南の王を攻めます。南の王もまたみずぶる。まただし、それは時の至るまでです。三、彼はその勢力と勇気とをただし、それは時の至るまでです。三、彼はその勢力と勇気とを り立てさせるでしょう。しかし彼は、怒りにも戦いにもよらず、この彼に代って起る者は、栄光の国に人をつかわして、租税を取っな。なった。 巧言をもって国を獲るでしょう。三洪水のような軍勢は、彼のこうげんでは、その尊厳が与えられず、彼は不意にきて、き者であって、彼には、王の尊厳が与えられず、彼は不意にきて、 数日のうちに滅ぼされます。三 彼に代って起る者は、すらじっない。 しかし彼は、怒りにも戦いになり立てさせるでしょう。 しかし彼は、怒りにも戦いにな かし、彼に対して、陰謀をめぐらから奮い、はなはだ大いなる強 た所に攻め入り、その父も、その父の父もしなかった事をおこな でしょう。 い、その奪った物、かすめた物および財宝を、人々の中に散らす。 わずかな民をもって強くなり、この不意にその州の最も肥え 彼はまた計略をめぐらして、堅固な城を攻めるが
ホビ ピト゚ラード て、陰謀をめぐらす者があるの 力な軍勢をもって戦います。 これに立ち向む 卑しむべ

成功しません。終りはなお定まった、当分の国に帰るでしよう。成功しません。終りはなお定まった時の来るまでこないからでいにはかり、ひとつ食卓に共に全し、「 て、 しかし、彼の心は聖なる契約にそむき、 者が倒れ死ぬでしょう。これこのふたりの王は、害を与えようという。 が、彼を滅ぼします。 かうことができません。 自分の国に帰ります。 ひとつ食卓に共に食して、偽りを語るが、それいとつ食・ そして、 ニュすなわち彼の食 その軍勢は押し流されて、 ほしいままに事をなし 物を食べる者のもの 多く の たち

り、火に焼かれ、こりに至らせます。こ をもってそそのかし、そむかせるが、自分の神を知る民は、堅くなきもってそそのかし、そむかせるが、自然の神を知る民は、堅くなきものを立てるでしよう。三一彼は契約を破る者どもを、巧言さものを立てるでしよう。三一彼から軍勢がる契約を捨てる者を顧み用いるでしょう。三一彼から軍勢がる契約を持てる者を顧み用いるでしょう。三一彼から軍勢がる契約を持てる者を顧み用いるでしょう。三一彼から軍勢がある。 巧言をもって彼らにくみするでしょう。 Em また賢い者のうち 立って事を行います。三三民のうちの賢い人々は、多くの人を悟れた。こと、おうない。ため、ため、から、ひとびと、おお、ひと、さらなもってそそのかし、そむかせるが、自分の神を知る民は、堅く 倒れるとき、彼らは少しのピォ 終りの時まで、 がおれ、かすめられなが、 たまがれても、彼らはしばらくの間、やいばにかかられても、彼らはしばらくの間、やいばにかかられても、彼らはしばらくの人を悟 自分を練り、清め、 助けを獲ます。 また多くの人が、 白くするために し か Ĺ

う。

です れるで しょう。 終りはなお定まった時の来るまでこない。

三へ彼はこれらの者の代りに、要害の神をあがめ、金、銀、宝石、かれ もの から ようがい かみ きん ぎん ほうせきう。 彼はすべてにまさって、自分を大いなる者とするからです。 れに多くの人を治めさせ、賞与として土地を分け与えるでしよをなすでしょう。そして彼を認める者には、栄誉を増し与え、こ め、三丸異邦の神の助けによって、最も強固な城にむかって、事および宝物をもって、その先祖たちの知らなかった神をあが を顧みず、また婦人の好む者も、いかなる神をも顧みないでしょ は定められた事が成就するからです。これ彼はその先祖の神々は定められた事が成就するからです。これ彼はその先祖の神々で て、自分を高くし、自分を大いにし、神々の神たる者にむかって、ヒュメー たか ・ロッス きゅうかみがみ かみ もの 一人 この王は、その心のままに事をおこない、すべての神を越え および宝物をもって、その先祖たちの知らなかった神をあ 驚くべき事を語り、 憤りのやむ時まで栄えるでしょう。

手を伸ばし、のおもな者は 滅ぼされます。しかし、エドム、エ彼はまた麗しい国にはいります。にはいっていって、みなぎりあふ と騎兵と、多くの船をもって、きへい まま ぶね あの王の 終りの時になって、南の王 おもな者は、 エジプトのすべての宝物を支配 エジプトの地も免れません。 彼の手から救われましょう。しかし、エドム、モアブ、アン みなぎりあふれ、通り過ぎるでし 南の王は彼と戦います。 つむじ風のように また彼によって、 アンモンびとらのうち IJ 四三彼は金銀の財宝。四二彼は国々にその。四二彼は国々にその 四三 に彼を攻め、 北の王は、 います。 多くの者が 工 ه أ أ ーチオピ 国に戦れています。 東に 東に 東に 東に 東に まましき かいしゃ

り、彼を助ける者はないでしょう。四回しかし東と北からの知らせればないでしょう。しかし、彼はついにその終りにいたの宮 殿を設けるでしょう。しかし、彼は海と麗しい聖山との間に、天幕をもって出て行きます。四回 彼は海と麗しい聖山との間に、天幕が彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと、大いなる怒りが彼を動ける者はないでしょう。

## 第一二章

- その時あなたの民族 ##

がります。また国が始まっている大いなる君ミカエルが立ちあなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかし、その時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名をしるされた者は皆たの民は救われます。すなわちあの書に名をしるされた者は皆かいまた恥と、限りなき恥辱をうける者もあるでしょう。
屋のようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなたとのようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなたとのようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなたとのようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなたとのようになって永遠にいたるでしょう。四ダニエルよ、あなたとがりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。をいまたがりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。をいまたがりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。をいまたがりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。をいまたが、あると、ほかにまたふたりの者があって、ひとりは川のこなたの岸に、ひとりは川の水の上にいる人となっていた。たわたしは、かの亜麻布を着て川の水の上にいる人とないった。

にむかって言った、「この異常なできごとは、いつになって終るでしょうか」と。ヒかの亜麻布を着て、川の水の上にいた人が、天でしょうか」と。ヒかの亜麻布を着て、川の水の上にいた人が、天で誓い、それは、ひと時とふた時と半時である。聖なる民を打ちた。かった。わたしは聞いた。ハわたしはこれを聞いたけれども悟れるかった。わたしは聞いた。ハわたしはこれを聞いたけれども悟れるかった。わたしは聞いた。ハわたしはこれを聞いたけれども悟れるながった。わたしは言った、「わが主よ、これらの事の結末はどんなでしょうか」。 れではは言った、「わが主よ、これらの事の結末はどんなでしょう。 しかし、悪い者は悪い事をおこない、ひとりも悟るでしょう。 しかし、悪い者は悪い事をおこない、ひとりも悟るとはないが、賢い者は悟るでしよう。 二 常供の燔祭が取り除かれ、荒す憎むべきものが立てられる時から、千二百九十日が定められている。 二 待っていて千三百三十五日に至る者はさいわられている。 二 待っていて千三百三十五日に至る者はさいわられている。 二 待っていて千三百三十五日に至る者はさいわられている。 二 待っている。 1 ものが立てあなたの道を行きなさい。 あなたのがよっによういにあるに入り、定められた日の終りに立って、あなたの分を受けるでしょう」。

# ホセア書

#### 第一章

「行って、淫行の妻と、淫行によって生れた子らを受けいれよ。この国は主にそむいて、はなはだしい淫行をなしているからでこの国は主にそむいて、はなはだしい淫行をなしているからでこの国は主にそむいて、はなはだしい淫行をなしているからでこの国は主にそむいて、ある」。三そこで彼は行ってデブライムの娘ゴメルをめとった。ある」。三そこで彼は行ってデブライムの娘ゴメルをめとった。からじょはみごもって男の子を産んだ。主はホセアに言われた、「あなたはその名をロルハマと名づけよ。わたしはもはやれた、「あなたはその名をロルハマと名づけよ。わたしはもはやれた、「あなたはその名をロルハマと名づけよ。わたしはもはやイスラエルの家をあわれまず、決してこれをゆるさないからである。もしかし、わたしはユダの家をあわれみ、その神、主によってえった。

の神ではないからである」。
よ。あなたがたは、わたしの民ではなく、わたしは、あなたがたよ。あなたがたは、わたしの民ではなく、わたしは、あなたがたからを産んだ。ヵ主は言われた、「その子の名をロアンミと名づける ゴメルはロルハマを乳離れさせたとき、またみごもって男の<ゴメルはロルハマを乳離れさせたとき、またみごもって男の<

### 第二章

え。 なたがたの姉妹に向かっては「ルハマ(あわれまれる者)」と言なたがたの姉妹に向かっては「ルハマ(あわれまれる者)」と言い、あったがたの兄弟に向かっては「アンミ(わが民)」と言い、あ

四わたしはその子らをあわれまない、 かわきによって彼女を殺す。 かわききった地のようにし、 また荒野のようにし、 その生れ出た日のようにし わたしは彼女の着物をはいで裸にし、

彼らをはらんだ彼女は恥ずべきことを行った。

ないましました。 五彼らの母は淫行をなし、 彼女は言った、 彼らは淫行の子らだからである。

彼らはパンと水と羊の毛と麻と油と飲み物とを、ずれです。まずであります。までは、まではないで行こう。『わたしはわが恋人たちについて行こう。 わたしに与える者である』と。

<それゆえ、わたしはいばらで彼女の道をふさぎ、

その道がわからないようにする。 かきをたてて、彼女には

せ彼女はその恋人たちのあとを慕って行く、

彼らを尋ねる、しかし見いだすことはない。とかし彼らに追いつくことはない。

あの時は今よりもわたしによかったから』と。 『わたしは行って、さきの夫に帰ろう。 そこで彼女は言う、

> へ彼女に穀物と酒と油とを与えた者、 多く彼女に与えた者は、まないかのじょいあた もの またバアルのために用いた銀と金とを

わたしであったことを彼女は知らなかった。

ぶどう酒をその季節になって奪い、

また彼女の裸をおおうために用いる

羊の毛と麻とを奪い取る。 IO わたしは今、彼女のみだらなことを

その恋人たちの目の前にあらわす。

だれも彼女をわたしの手から救う者はない。 こわたしは彼女のすべての楽しみ、

すべての祭をやめさせる。
まろり
まるり
なわち祝、新月、安息日、

たしに与えた報酬だ』と言った彼女のまた。 ほうしゅう II わたしはまた彼女が先に『これはわたしの恋人らが、わ

これを林とし、 ぶどうの木と、いちじくの木とを荒し、

野の獣にこれを食わせる。 ここまた彼女が耳輪と宝石で身を飾り、

香をたいて仕えたバアルの祭の日のために、その恋人たちを慕って行って、わたしを忘れ、

1

わたしは彼女を罰すると主は言われる。

荒野に導いて行き、 答えるであろう。 In その所でわたしは彼女にそのぶどう畑を与え、 エジプトの国からのぼって来た時のように、 その所で彼女は若かった日のように、 アコルの谷を望みの門として与える。 |四それゆえ、見よ、わたしは彼女をいざなって、 ねんごろに彼女に語ろう。

ろのバアルの名を彼女の口から取り除き、重ねてその名をとな呼び、もはや『わがバアル』とは呼ばない。「ゎわたしはもろも」。 た弓と、つるぎと、戦争とを地から断って、あなたを安らかに伏しる。

はんぞう
たのために野の獣、空の鳥および地の這うものと契約を結び、またのために野の獣、空の鳥および地の這うものと契約を結び、ま | 大主は言われる、その日には、あなたはわたしを『わが夫』と してあなたは主を知るであろう。 を結ぶ。こつわたしは真実をもって、 わち正義と、公平と、いつくしみと、あわれみとをもってちぎり させる。「ボまたわたしは永遠にあなたとちぎりを結ぶ。すな えることのないようにする。「^その日には、わたしはまたあな あなたとちぎりを結ぶ。そ

天は地に答える。その日わたしは天に答え、 三地は穀物と酒と油とに答え、 三主は言われる、

> わたしの民でない者に向かって、 あわれまれぬ者をあわれみ、 III わたしはわたしのために彼を地にまき、 またこれらのものはエズレルに答える。

そうしよう」と。四イスラエルの子らは多くの日の間、王なく、君た他の人のものとなってはならない。わたしもまた、あなたにまなっています。 を行う女を愛せよ」と。゠そこでわたしは銀十五シケルと大麦一キシューをなった。というで、主がこれを愛せられるように、姦夫に愛せられる女、姦淫らず、主がこれを愛せられるように、姦夫に愛せられる女、姦淫 人々が他の神々に転じて、干ぶどうの菓子を愛するにもかかわいかが、た、かながみ、てん 恵みに向かって来る。 その王ダビデとをたずね求め、終りの日におののいて、主とそのい。 た、「あなたは長くわたしの所にとどまって、淫行をなさず、 - 主はわたしに言われた、「あなたは再び行って、イスラエル なく、犠牲なく、柱なく、エポデおよびテラピムもなく過ごす。 ホメル半とをもって彼女を買い取った。=わたしは彼女に言っぱん 『あなたはわたしの民である』と言い 彼は『あなたはわたしの神である』と言う」。 ま

あなたは知識を捨てたゆえに、

- イスラエルの人々よ、 主はこの地に住む者と争われる。 主はこの地に住む者と争われる。 また神を知ることもないからである。 また神を知ることもないからである。 まただのろいと、偽りと、人殺しと、 なる。 ないからである。 ないからである。

五あなたは昼つまずき、 祭司よ。わたしの争うのは、あなたと争うのだ。 すいしならない。 責めてはならない。 四しかし、だれも争ってはならない、

木わたしの民は知識がないために滅ぼされる。 わたしはあなたの母を滅ぼす。 はませる。 かままたあなたと共に夜つまずく。

わたしもまたあなたの子らを忘れる。あなたはあなたの神の律法を忘れたゆえに、おたしもあなたを捨てて、わたしの祭司としない。

せ彼らは大きくなるにしたがって、 もならは大きくなるにしたがって、 とならはわが民の栄えを恥に変える。 たの罪を犯すことをせつに願っている。 たの罪を犯すことをせつに願っている。 たの罪を犯すことをせつに願っている。 たの罪を犯すことをせつに願っている。 たの罪を犯すことをせつに願っている。 たのおこないのために彼らを罰し、 そのおこないのために彼らを罰し、 そのおこないのために彼らを罰し、 そのおこないのために彼らを罰し、 そのおこないのために彼らを罰し、 ならは食べても飽くことなく、 がたりなきなしてもその数を増すことがない。 ならはきなりてもその数を増すことがるい。

テレビンの木の下で供え物をささげる。

あなたがたの嫁は姦淫を行う。それゆえ、あなたがたの娘は淫行をなし、それはその木陰がここちよいためである。

男たちみずから遊女と共に離れ去り、またあなたがたの嫁が姦淫を行っても罰しない。またあなたがたの嫁が姦淫を行っても罰しない。国わたしはあなたがたの娘が淫行をしても罰しない。」

また「主は生きておられる」と言ってベテアベンにのぼってはならない。ベテアベンにのぼってはならない。ユダに罪を犯させてはならない。

彼らを養うことができようか。今、主は小羊を広い野に放つようにして、今、主は小羊を広い野に放つように強 情である。「六イスラエルは強 情な雌牛のように強 情である。雪ってはならない。

| へ彼らは酒宴のとりことなり、そのなすにまかせよ。

彼らはその光栄よりも恥を愛する。淫行にふけっている。

第五章

王の家よ、耳を傾けよ、イスラエルの家よ、 心をとめよ、イスラエルの家よ、 心をとめよ、これを聞け、

タボルの上に網を張ったからだ。あなたがたはミヅパにわなを設け、さばきはあなたがたに臨む。

わたしは彼らをことごとく懲らしめる。ニ彼らはシッテムの穴を深くしたが、

エフライムよ、あなたは今淫行をなし、イスラエルはわたしに隠れることがない。゠わたしはエフライムを知っている。

主を知ることができないからだ。それは淫行の霊が彼らのうちにあって、それは淫行の霊が彼らのうちにあって、ぬらのおこないは彼らを神に帰らせない。かれ、

エフライムはその不義によってつまずき、 エイスラエルの誇はその顔に向かって証 言している。

彼らはその祭壇のゆえに恥を受ける。
「ヵ風はその翼に彼らを包んだ。

れエフライムは刑罰の日に荒れすたれる。 ベニヤミンよ、おののけ。 ベニヤミンよ、おののけ。 ラマでラッパを鳴らし、

わたしはわが怒りを水のように彼らの上に注ぐ。10 ユダの君たちは境を移す者のようになった。必ず起るべき事を知らせる。 かい きゃん かっしょう かんしはイスラエルの部族のうちに、

さばきを受けて、しえたげられ、打ちひしがれる。むなしいものに従って歩んだゆえ、ニ エフライムは甘んじて、

ユダの家には腐れのようになる。

三それゆえ、わたしはエフライムには、

しみのように、

ユダはおのれの傷を見たとき、 エフライムはアッスリヤに行き、 というできながたの傷をなおすことができない。 また、あなたがたの傷をなおすことができない。 また、あなたがたの傷をなおすことができない。 また、あなたがたの傷をなおすことができない。 また、あなたがたの傷をなおすことができない。 カたしは、わたしこそ、かき裂いて去り、 つかが家に対しては若きししのようになり、 コダの家に対しては若きししのようになり、 カたしは、わたしこそ、かき裂いて去り、

彼らは悩みによって、わたしを尋ね求めて言う、れたしの所に帰っていよう。わか顔をたずね求めるまで、わが顔をたずね求めるまで、コーカたしは彼らがその罪を認めて、

#### 那 六 章

三日目にわたしたちを立たせられる。ニ主は、ふつかの後、わたしたちを生かし、また包んでくださるからだ。また包んでくださるからだ。

春の雨のように地を潤される」。
なの雨のように、わたしたちに臨み、 ■それゆえ、わたしは預言者たちによって よげるしゃ 主はあしたの光のように必ず現れいで、せつに主を知ることを求めよう。 n 盗賊が人を待ち伏せするように、 ハギレアデは悪を行う者の町で、 祭司たちは党を組みで 血の足跡で満たされている。 かしこでわたしにそむいた。 せところが彼らはアダムで契約を破り、 \*わたしはいつくしみを喜び、犠牲を喜ばない。 わがさばきは現れ出る光のようだ。 わが口の言葉をもって彼らを殺した。 彼らを切り倒し、 また、たちまち消える露のようなものである。 あなたがたの愛はあしたの雲のごとく、 ユダよ、わたしはあなたに何をしようか。 四エフライムよ、わたしはあなたに何をしようか

こ ユダよ、あなたのためにも刈入れが定められている。こ かりこでエフライムは淫行をなし、かりこでエフライムは淫行をなし、かりこでエフライムは淫行をなし、かりこでエフライムは淫行をなし、シケムへ行く道で人を殺す。

≡わたしたちは主を知ろう、 わたしたちはみ前で生きる。

### 第七章

わたしがわが民の繁栄を回復するとき、

- わたしがイスラエルをいやすとき、 エフライムの不義と、 サマリヤの悪しきわざとは現れる。 ならは偽りをおこない、 ならは偽りをおこない、 ないは山賊の群れが襲いきたる。 生になった。 外では山賊の群れが襲いきたる。 一 しかし、彼らはわたしが彼らのすべての悪を がまっていることを悟らない。 では、そのわざは彼らを囲んで、 かたしの顔の前にある。 かたしの顔の前にある。 をない。 ではらはその悪をもって王を喜ばせ、 ではらはその悪をもって王を喜ばせ、 ない。

だ。それがふくれるまで、しばらく、火をおこす事をしないだけ

↑ 彼らは陰謀をもってその心を炉のように燃やす。 ・ ないのであると共に手を伸べた。 これのさたちは酒の熱によって病みわずらい、 エわれわれの王の日に、

せ彼らは皆、炉のように熱くなって、 朝になると炎のように燃える。 朝になると炎のように燃える。 その怒りは夜通しくすぶり、

彼らの中にはわたしを呼ぶ者がひとりもない。そのもろもろの王は皆たおれる。そのさばきびとを焼き滅ぼす。

エフライムは火にかけて、かえさない菓子である。<エフライムはもろもろの民の中に入り混じる。

彼らはこのもろもろの事があっても、10イスラエルの誇は自らに向かって証言している、10イスラエルの誇は自らに向かって証言している、しらがが混じってはえても、それを悟らない。

また主を求めない。
なおその神、主に帰らず、

彼らはエジプトに向かって呼び求め、ニ エフライムは知恵のない愚かな、はとのようだ。

またアッスリヤへ行く。

空の鳥のように引き落し、この場のように引き落し、この場のように引き落し、からしは彼らの上に網を張って、この場のように紹を張って、

ほご なれ このである 彼らはわたしを離れて迷い出た。これざわいなるかな、彼らはわたしを離れて迷い出た。その悪しきおこないのゆえに、彼らを懲らしめる。

がれば彼らに臨む。

うこうは食っとうざらろうと思うざ、彼らがわたしに向かって罪を犯したからだ。

彼らはわたしに逆らって偽りを言うれるとは彼らをあがなおうと思うがわたしは彼ら

わたしに逆らう。

彼らは穀物と酒のためには集まるが、

ただ床の上で悲しみ叫ぶ。

彼らはわたしに逆らって、悪しき事をはかる。まれれたしは彼らを教え、その腕を強くしたが、オブしに逆なる。

彼らの君たちはその舌の高ぶりのために、然のはあざむく弓のようだ。まれた。とれたがいるがないないにいていた。これではいていに帰る。

#### 第八章

これはエジプトの国で人々のあざけりとなる。 つるぎに倒れる。

彼らがわたしの契約を破り、はげたかは主の家に臨む。 =彼らはわたしに向かって叫ぶ、 わたしの律法を犯したからだ。 ーラッパをあなたの口にあてよ、

敵はこれを追うであろう。ミイスラエルは善はしりぞけた。 わが神よ、われわれイスラエルはあなたを知る」と。

四彼らは王を立てた、

彼らは君を立てた、といって立てたのではないしかし、わたしによって立てたのではない

というは銀と金をもって、 彼らは銀と金をもって、 まん きん きんしいしいしい わたしはこれを知らない。

自分たちの滅びのために偶像を造った。

彼らはいつになればイスラエルでわたしの怒りは彼らに向かって燃える。おけれたしの怒りは彼らに向かって燃える。ェサマリヤよ、わたしはあなたの子牛を忌みきらう。

t彼らは風をまいて、つむじ風を刈り取る。 \*\*\* ハイスラエルはのまれた。 たとい実っても、他国人がこれを食い尽す。 立っている穀物は穂を持たず、また実らない。 サマリヤの子牛は砕けて粉となる。 六これは工人の作ったもので、 神ではない。

罪なき者となるであろうか。

彼らは諸国民の間にあって、かれしよこくみんあいだ

ヵ彼らはひとりさまよう野のろばのように、 すでに無用な器のようになった。

わたしはまもなく彼らを集める。 アッスリヤにのぼって行った。 |〇たとい彼らが国々に物を贈って同盟 エフライムは物を贈って恋人を得た。 者を得ても、

王や君たちに油をそそぐことをやめる。彼らはしばらくにして、 これは彼には罪を犯すための祭壇となった。 三わたしは彼のために、 こ エフライムは多くの祭壇を造って罪を犯したゆえ

これはかえって怪しい物のように思われた。 ■彼らは犠牲を好み、肉をささげてこれを食べる。

あまたの律法を書きしるしたが

8

四彼らは主に向かって酒を注がず、

アッスリヤで汚れた物を食べる。

また犠牲をもって主を喜ばせず、

#### 第九章

ないの日は来た。

彼らのパンは喪におる者のパンのようで、

は、かんである。 は、かんである。 これはあなたがたの不義が多く、 に感じた人は狂った者だ。 はみが大きいためである。 根みが大きいためである。 はみが大きいためである。 はみが大きいためである。 はまれたがたの不義が多く、 はまれたがたの不義が多く、 はまれたがたの不義が多く、

恨みはその神の家にある。鳥をとる者のわながあり、

流産の胎と、かわいた乳ぶさをあなたは何を与えられますか。

-四主よ、彼らに与えてください。

人を殺す者に渡さなければならない。エフライムはその子らを、

本、他のはギベアの日のように、 ないちじくの木の初めに結んだ初なりのように見た。 いちじくの木の初めに結んだ初なりのように見た。 いちじくの木の初めに結んだ初なりのように見た。 かなたがたの先祖たちを、 ところが彼らはバアル・ペオルへ行き、 ところが彼らはバアル・ペオルへ行き、 ところが彼らはバアル・ペオルへ行き、 ところが彼らはバアル・ペオルへ行き、 ななが変した物と同じように憎むべき者となった。 ななわち産むことも、はらむことも、

エフライムの子らはえじきに定められた。これたしが残らを離れるとき、彼らはわざわいだ。わたしはその子を奪って、残る者のないようにする。こたとい彼らが子を育てても、ならはわざわいだ。これとい彼らが子を育てても、

第一〇章

三今、彼らは言う、その柱の像を砕かれる。 柱の像を麗しくした。その地の豊かなるにしたがって、 礼物として大王にささげられ スその子牛はアッスリヤに携えられ、 五サマリヤの住民は、 じゅうみん 四彼らはむなしき言葉をいだし、 王はわれわれのために何をなしえようか」と。 ニ彼らの心は偽りである。 エフライムは恥をうけ、 その栄光のうせたるがために泣き悲しむ。 その偶像に仕える祭司たちは、 その民はこれがために嘆き、 ベテアベンの子牛のためにおののき、 それゆえ、さばきは畑のうねの毒草のように現れる。 偽りの誓いをもって契約を結ぶ。 われわれには王がない。 主はその祭壇をこわし、 イスラエルはおのれの偶像を恥じる。 われわれは主を恐れないので、 彼らはその罪を負わなければならない。

へイスラエルの罪であるアベンの高き所も滅び、 たか とうろ ほる セサマリヤの王は、 しかし、わたしはエフライムにくびきをかける。 これを懲らしめる。 戦いはギベアにおる彼らに及ばないであろうか。 \*\*\*\* 彼らはその所に立っていた。 あなたはギベアの日からこのかた罪を犯した。 n イスラエルよ、 その時彼らは山に向かって、 水のおもての木切れのように滅ぼされる。 ヤコブは自分のために、まぐわをひかねばならない。 ユダは耕し、 わたしはその麗しい首を惜しんだ。 穀物を踏むことを好む。 もろもろの民は集まって彼らを攻める。 彼らがその二つの罪のために懲しめられるとき、ホネ 丘に向かって「われわれの上に倒れよ」と言う。 いばらとあざみがその祭壇の上にはえ茂る。 こ、エフライムはならされた若い雌牛であって、 |〇わたしは来てよこしまな民を攻め、 「われわれをおおえ」と言い、

ニあなたがたは自分のために正義をまき

主は来て救いを雨のように、今は主を求むべき時である。今は主を求むべき時である。あなたがたの新田を耕せ。 あなたがたに降りそそがれる。 不義を刈りおさめ、 II あなたがたは悪を耕し、 つくしみの実を刈り取り、

いくさの騒ぎが起り、四それゆえ、あなたがたの民の中に 勇士の多いことを頼んだためである。 これはあなたがたが自分の戦車を頼み、 偽りの実を食べた。

母らはその子らと共に打ち砕かれた。あなたがたの城はことごとく打ち破られる。 ベテ・アルベルを打ち破ったように、 |五イスラエルの家よ、

シャルマンが戦いの日に

イスラエルの王は、あらしの中に全く滅ぼされる。このように、あなたがたにも行われ、 あなたがたの大いなる悪のゆえに、

#### 第 章

これを愛した。 , あい おたしはイスラエルの幼い時、

こわたしが呼ばわるにしたがって、 彼らはいよいよわたしから遠ざかり、 わたしはわが子をエジプトから呼び出した。

刻んだ像に香をたいた。 もろもろのバアルに犠牲をささげ

三わたしはエフライムに歩むことを教え、 しかし彼らはわたしにいやされた事を 彼らをわたしの腕にいだいた。

知らなかった。

四わたしはあわれみの綱。

すなわち愛のひもで彼らを導いた。 わたしは彼らに対しては、 あごから、くびきをはずす者のようになり、

Ħ 彼らはエジプトの地に帰り、 かがんで彼らに食 物を与えた。 アッスリヤびとが彼らの王となる。

彼らがわたしに帰ることを拒んだからである。ホネ つるぎは、そのもろもろの町にあれ狂い、

いてフライムは、 では、まなだ。 これを除きうる者はひとりもいない。 それゆえ、彼らはくびきをかけられ、 それのま。 それゆえ、彼らはくびきをかけられ、 ものだ。 でものはの中に彼らを滅ぼす。 その門の貫の木を砕き、その城の中に彼らを滅ぼす。

どうして、あなたを捨てることができようか。<エフライムよ、

どうしてあなたを渡すことができようか。イスラエルよ、

どうしてあなたをゼボイムのようにすることができようか。

扱うことができようか。

どうしてあなたをアデマのように

ヵわたしはわたしの激しい怒りをあらわさない。わたしのあわれみは、ことごとくもえ起っている。わたしの心は、わたしのうちに変り、

あなたのうちにいる聖なる者だからである。れわたしは神であって、人ではなく、わたしは神であって、人ではなく、れわたしはわたしの激しい怒りをあらわさない。れかしはわたしの激しい怒りをあらわさない。

> こ エフライムは偽りをもって、わたしを囲み、主は言われる。 こ 彼らはエジプトから鳥のように急いで来る。 アッスリヤの地から、はとのように急いで来る。 アッスリヤの地から、はとのように急いで来る。 子らはおののきつつ西から来る。

聖なる者に向かって真実である。しかしユダはなお神に知られ、イスラエルの家は欺きをもって、イスラエルの家は欺きをもって、

わたしを囲んだ。

## 第一二章

その所で神は彼と語られた。ないてこれにあわれみを求めた。 あなたの神、主である。
れわたしはエジプトの国を出たときから、 スそれゆえ、あなたはあなたの神に帰り、 七 五主は万軍の神、その名は主である。 はなぐん かみ な しゅ 幻を多く示したのはわたしである。 わたしは祭の日のように、 その犯した罪をつぐなうことはできない。 しかし彼のすべての富も わたしは自分ために財宝を得た」と。 ^ エフライムは言った、 つねにあなたの神を待ち望め。 わたしは預言者たちによってたとえを語った。 しえたげることを好む。 いつくしみと正しきとを守り、 「まことにわたしは富める者となった。 このわたしは預言者たちに語った。 再びあなたを天幕に住まわせよう。 商人はその手に偽りのはかりを持ち、

はいるなら、はしばらがギルガルで雄牛を犠牲にささげるなら、もし彼らがギルガルで雄牛を犠牲にささげるなら、もし彼らの祭壇は畑のうねに積んだ石塚のようになる。 こ (ヤコブはアラムの地に逃げっていった。 イスラエルは妻をめとるために人に仕えた。 イスラエルは妻をめとるために人に仕えた。 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 イスラエルをエジプトから導き出し、 それゆえ主はその血のとがを彼の上にのこし、 それゆえすはその血のとがを彼の上にのこし、 そのはずかしめを彼に返される。

彼は天の使と争って勝ち、

## 第一三章

その銀をもって自分のために像を鋳、しかし彼はバアルによって罪を犯して死んだ。しかし彼はバアルによって罪を犯して死んだ。しかし彼はバアルによって罪を犯して死んだ。しかしないがは、

その所で、

その胸をかきさき、 <わたしは子を取られた熊のように彼らに出会って、 <sup>大しかし彼らは食べて飽き、</sup> 四わたしはエジプトの国を出てからこのかた、 また窓から出て行く煙のようになる。 これに犠牲をささげよ、人々は子牛に口づけせよと。 これは皆工人のわざである。 ひょうのように道のかたわらに潜んでうかがう。 ししのようになり、 ± それゆえ、わたしは彼らに向かって、 飽きて、その心が高ぶり、 あなたを知った。 яわたしは荒野で、またかわいた地で、 わたしのほかに救う者はない。 あなたはわたしのほかに神を知らない。 あなたの神、 打ち場から風に吹き去られるもみがらのように、 すみやかに消えうせる露のように、 三それゆえ彼らは朝の霧のように、 彼らは言う、 巧みに偶像を造る。たく ししのようにこれを食い尽し、 主である。 わたしを忘れた。

ころを産む女の苦しみが彼に臨む。その罪は積みたくわえられてある。 陰府よ、おまえの滅びはどこにあるの。 <sup>まる</sup> 死よ、おまえの災はどこにあるのか。 彼は知恵のない子である。 あなたを保護すべき、すべてのつかさたちは ヵイスラエルよ、わたしはあなたを滅ぼす。 東風が吹いて来る。「日たとい彼は葦のように栄えても、 彼らを死から、あがなうことがあろうか。ホホーがなうことがあろうか。 生れる時が来ても彼は産門にあらわれない。 今、どこにいるのか。 だれがあなたを助けることができよう。 あわれみは、わたしの目から隠されている。 また憤りをもってこれを奪い取った。 こわたしは怒りをもってあなたに玉を与えた、 あなたがかつて「わたしに王と君たちとを与えよ」と言った |四わたしは彼らを陰府の力から、 ミエフライムの不義は包みおかれ □のあなたを助けるあなたの王は今、どこにいるのか。

野の

?の獣のようにこれをかき破る。

みなしごはあなたによって、

『われわれの神』とは言いません。

その人にこれらのことを悟らせよ。

悟りある者はだれか。

ポプラのように根を張り、彼はゆりのように花咲き、

**互わたしはイスラエルに対しては露のようになる。** 

わたしの怒りは彼らを離れ去ったからである。

喜んでこれを愛する。

四わたしは彼らのそむきをいやし、

あわれみを得るでしょう」。

六その枝は茂りひろがり、

## 第一四章

- イスラエルよ、

あなたの神、上に帰れ。 これでは自分の不義によって、つまずいたからだ。 あなたは自分の不義によって、つまずいたからだ。 よきものを受けいれてください。 よきものを受けいれてください。 までツスリヤはわたしたちを助けず、 やたしたちは馬に乗りません。 わたしたちは馬に乗りません。

その難しさはオリブの木のように、その難しさはオリブの木のようになる。 そのかんばしさはレバノンのようになる。 などうの木のように花咲き、 ぶどうの木のように花咲き、 ぶどうの木のように花咲き、 ぶどうの木のように花咲き、 カたしは偶像となんの係わりがあろうか。 あなたに答え、あなたを顧みる者はわたしである。 あなたはわたしから実を得る。 あなたはわたしから実を得る。 あなたはわたしから実を得る。

しかし罪びとはこれにつまずく。
主の道は直く、
主の道は直く、
きの後にこれらのことを知らせよ。

うまい酒のゆえに泣き叫べ。

すべて酒を飲む者よ、
垂酔える者よ、目をさまして泣け。

# ヨエル書は

#### 第

その勢いは強く、その数は計られず、

\* 一つの国民がわたしの国に攻めのぼってきた。 うまい酒はあなたがたの口から断たれるからだ。

ペ

耳を傾けよ。すべてこの地に住む者よ、すべてこの地に住む者よ、 トエルの子ヨエルに臨んだ主の言葉 ニ老人たちよ、これを聞け。 群がるいなごがこれを食い、 四かみ食らういなごの残したものは その子たちはまたこれを後の代に語り伝えよ。 ここれをあなたがたの子たちに語り、 このような事があったか。 子たちはまたその子たちに語り、 あなたがたの世、またはあなたがたの先祖の世に

とびいなごの残したものは、滅ぼすいなごがこれを食った。 とびいなごがこれを食い、 群がるいなごの残したものは

ル素祭と灌祭とは主の家に絶え、 荒布を腰にまとったおとめのように泣き悲しめ。 それが かんだい まいまの ように泣き悲しめ。 畑の収穫がうせ去ったからである。 こ 小麦および大麦のために、 新しい酒は尽き、 油も絶えるためである。 ぶどう作りたちよ、泣け。 農夫たちよ、恥じよ、 これは穀物が荒れはて、 主に仕える祭司たちは嘆き悲しむ。 その枝は白くなった。 その皮をはだかにして捨てた。 10畑は荒れ、地は悲しむ。

±彼らはわがぶどうの木を荒し、 わがいちじくの木を折り、 雌じしのきばをもっている。 その歯はししの歯のようで、 ざくろ、やし、りんご、野のすべての木はしぼんだ。 三ぶどうの木は枯れ、いちじくの木はしおれ

三祭司たちよ、荒布を腰にまとい、泣き悲それゆえ楽しみは人の子らからかれうせた。 泣き悲しめ。

あなたがたの神の家から退けられたからである。 素祭も灌祭も

主に向かって叫べ。 せいかい しょうしゅう せいかい しょうしゅう せいかい しゅうしゅう まりしい 長 老たちを集め、 せいかい しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しょうしゅう しょうしゅう しょううじゅう しょううこう 四あなたがたは断食を聖別し、 主の家に集め、

全能者からの滅びのように来るからである。
せんのうしゃ
はの日は近く、 一五ああ、 これわれの目の前に食物は絶え、 その日はわざわいだ。

- も種は土の下に朽ち、倉は荒れ、 喜びと楽しみが絶えたではないか。 われわれの神の家から

彼らには牧草がないからだ。牛の群れはさまよう。 「ハいかに家畜はうめき鳴くか。 穀物がつきたので、穀倉はこわされる。

羊の群れも滅びうせる。

火が荒野の牧草を焼き滅ぼし、 元主よ、 わたしはあなたに向かっ て呼ばわる。

火が荒野の牧草を焼き滅ぼしたからであるかの流れがかれはて、 三の野の獣もまたあなたに向かって呼ばわる。 炎が野のすべての木を焼き尽したからである。

- あなたがたはシオンでラッパを吹け。

おか聖なる山で警報を吹きならせ。 はみな、ふるいわななけ。 国の民はみな、ふるいわななけ。 主の日が来るからである。 それは近い。 それは近い。 でする。 でする。 でする。 でする。 でする。 である。

三火は彼らの前を焼き、炎は彼らの後に燃える。後の代々の年にも再び起ることがないであろう。 このようなことは昔からあったことがなく、 暗やみのようにもろもろの山をおおう。 四そのかたちは馬のかたちのようであり、
というにききない。
これをのがれうるものは一つもない。
というにききない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれうるものは一つもない。
これをのがれることは軍馬のようである。
これでいる。
これを焼く火の炎の音のようである。
これでいる。
これでいる。
これを向がれる。
これをのがれる。
これをはいる。
これをのがれる。
これをいる。

その去った後は荒れ果てた野のようになる。

さいこととできることである。

地はエデンの園のようであるが、

素祭と灌祭とを素祭と灌祭とを表し、いつくしみが豊かで、またいかえして祝福をその後に残し、四神があるいは立ち返り、四神があるいは立ち返り、またがあるいは立ち返り、またがあるいは立ち返り、またがある。

だれが知るだろうか。

あなたがたの神、主にささげさせられる事はないと

エシオンでラッパを吹きならせ。

老人たちを集め、幼な子、乳のみ子を集め、

その後の者を西の海に追いやる。その前の者を東の海に、 これをかわいた荒れ地に追いやり、 IO わたしは北から来る者をあなたがたから遠ざけ、 もろもろの国民のうちでそしりを受けさせない。 わたしは重ねてあなたがたに あなたがたはこれを食べて飽きるであろう。 あなたがたに送る。 その民をあわれまれた。 『彼らの神はどこにいるのか』と かれ、いるとうの国民に、どうしてもろもろの国民に、 そしりと笑い草にさせないでください。 あなたの嗣業をもろもろの国民のうちに、 廊と祭壇との間で泣いて言え、 1七主に仕える祭司たちは、 「主よ、あなたの民をゆるし 一へその時主は自分の地のために、 言わせてよいでしょうか」。 五主は答えて、その民に言われた、 ねたみを起し、

花嫁をそのへやから呼びだせ。花婿をその家から呼びだし、

三地よ恐るな、喜び楽しめ、 あなたがたの神、 前のように、秋の雨と春の雨とを降らせられる。またあなたがたのために豊かに雨を降らせ、またあなたがれる。 主はあなたがたを義とするために秋の雨を賜まれる。 三野のもろもろの獣よ、 あなたがたの神、主のみ名をほめたたえる。あなたがたに不思議なわざをなされた IX あなたがたは、じゅうぶん食べて飽き、 三 打ち場は穀物で満ち、 あなたがたの神、主によって喜び楽しめ。 三シオンの子らよ、 主は大いなる事を行われたからである。 これは大いなる事をしたからである。 その臭いにおいは起り、その悪しきにおいは上る。 なたがたに償う。 滅ぼすいなご、かみ食らういなごの食った年をわたしはあ すなわち群がるいなご、とびいなご、 ニ゙゙゙゙゙゙ わたしがあなたがたに送った大軍、 石がめは新しい酒と油とであふれる。 いちじくの木とぶどうの木とは豊かに実る。 恐るな。

わが民は永遠にはずかしめられることがない。エー あなた

はいにないことを知り、 これその優もたしはわが霊を すべての肉なる者にはずかしめられることがない。 おなたがたのむすこ、娘は強言をし、 あなたがたのむすこ、娘は強言をし、 あなたがたのむすこ、娘は強言をし、 あなたがたのむすこ、娘は強言をし、 あなたがたのむすこ、娘は強言をし、 あなたがたのおおもの老人たちは夢を見、 あなたがたのおおものおよりない。 これその日わたしはまた ででれたの日わたしはまた での柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が 煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が に、日は暗く、月は血に変る。三 すべて主の名を呼ぶれ でいましました。 に、日は暗く、月は血に変る。三 すべて主の名を呼ぶれ ない。

主のお召しになる者がある。 と、歴の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来 を、煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来 と、煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来 と、煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来 と、煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来 と、煙の柱とがあるであろう。三 主の大いなる恐るべき日が来 また。 ないた。 ない

#### 第三音

- 見よ、わたしがユダとエルサレムとの幸福をもとに返すその^^

売って飲んだ。

お、その時、こわたしは「耳図の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、こわたしは「耳図のために少年をわたし、酒のために少女をじ引きにし、遊女のために少年をわからである。三彼らはわが民をついたに、キャッとは、彼らがわが民、わが嗣業であるイスラエルのたは、キャッとは、彼らがわが民、わが嗣業であるイスラエルのたり、その時、こわたしは「国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、こわたしは「国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、こわたしは「国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、こわたしは「国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、こわたしは「国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、こわたしは「国の民を集めて、これをヨシャパテの日、その時、これをヨシャパテの日、その時、これをヨシャパテの日、

がたはイスラエルのうちに

四ツロとシドンよ、ペリシテのすべての地方よ、おまえたちは、四ツロとシドンよ、ペリシテのすべての地方よ、おまえたちは、こないの報復をおまえたちの頭上にこさせる。まこれはおまえたちがわたしの銀と金とをとり、わたしの貴重な宝をおまえたちがわたしの銀と金とをとり、わたしの貴重な宝をおまえたちがわたしの銀と金とをとり、わたしの貴重な宝をおまえたちがわたしの銀と金とをとり、わたしの貴重な宝をおまえたちがわたしの銀と金とをとり、わたしの貴重な宝をおまえたちの宮に携え行き、木またユダの人々とエルサレムの人々とをちの宮に携え行き、木またユダの人々とエルサレムの人々とをちの宮に携えたちのおこないの報復をおまえたちの前から彼らを起して、おまえたちのおこないの報復をおまえたちの前から彼らを起して、おまえたちのおこないの報復をおまえたちの前から彼らを起して、おまえたちのおこないの報復をおまえたちの頭上にこさせる。1 わたしはおまえたちのむすこ娘たちをユダの人々の手にる。 へわたしはおまえたちのむすこ娘たちをユダの人々の手にる。 べわたしはおまえたちのむすこ娘たちをユダの人々の手にある。 彼らはこれを遠い国びとであるシバびとに売ると、主は言われる」。

勇士をふるい立たせ、戦いの備えをなし、戦いの備えをなし、ませいの備えをなし、ませんが、 それ もろもろの国民の中に宣べ伝えよ

○ あなたがたのかまを、やりに打ちかえよ。 あなたがたのかまを、やりに打ちかえよ。 場がもなたがたのかまを、やりに打ちかえよ。 はかり、 さいたのかまを、やりに打ちかえよ。 はかり、 さいたのかまを、やりに打ちかえよ。 はまぎ来て、集まれ。 には、 あなたの勇士とかしこにお下しください。 こ もろもろの国民をさばく。 こ もろもろの国民をさばく。 こ かまを入れよ、作物は熟した。 来て踏め、 本がらの悪が大きいからだ。 (本にからのとがよう) がはきの台に近かのらだ。 ながらの悪が大きいからだ。 (本にもの日がさばきの谷に近かからである。 主の日がさばきの谷に近かからである。 主の日がさばきの谷に近かからである。 主の日がさばきの谷に近かからである。 主の日がさばきの谷に近かからである。 主の日がさばきの谷に近かからである。 主はシオンから大声で叫び、 エルサレムから声を出される。 で、まはシオンから大声で叫び、 エルサレムから声を出される。 で、まはシオンから大声で叫び、 エルサレムから声を出される。

> とがある者をゆるさない。 罪なき者の血を流したからである。
> った。 まっ まっ ない ないしん 々をしえたげ、彼らはその国でユダの人々をしえたげ、 ユダのすべての川は水を流す。もろもろの丘は乳を流し、 他国人は重ねてその中を通ることがない。 主はシオンに住まわれる」。 三 わたしは彼らに血の報復をなし、 わが聖なる山シオンに住むことを。 わたしはあなたがたの神、主であって、 三0 しかしユダは永遠に人の住む所となり、 シッテムの谷を潤す。 エルサレムは聖所となり、 エルサレムは世々に保つ。 泉は主の家から出て、 |<その日もろもろの山にうまい酒がしたたり、 イスラエルの人々のとりでである。 「カ エジプトは荒れ地となり、エドムは荒野となる。 1+ 「そこであなたがたは知るであろう、

アベンの谷から住民を断ち、

## アモス書

ベテエデンから王のつえをとる者を断つ。

#### 第一章

田力たしはダマスコの貫の木を砕き、 エ記により言われる、 三主はこう言われる、 三主はこう言われる、 四つのとがのために、 四つのとがのために、 四つのとがのために、 四つたしはこれを罰してゆるさない。 されは彼らが鉄のすり板で、 これは彼らが鉄のすり板で、 これは彼らが鉄のすり板で、 さればならが鉄のすり板で、 でネハダデのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。 べネハダデのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。

> スリヤの民はキルに捕えられて行く」と 主は言われる。 大主はこう言われる、 大主はこう言われる、 「ガザの三つのとが、 四つのとがのために、 四つのとがのために、 上りたしはこれを罰してゆるさない。 エドムに渡したからである。 モわたしはガザの石がきに火を送り、 そのもろもろの宮殿を焼き掘ぼす。 イわたしはアシドドから住民を断ち、 アシケロンから王のつえをとる者を断つ。 わたしはまた手をかえしてエクロンを撃つ。 わたしはまた手をかえしてエクロンを撃つ。 そして残ったペリシテびとも滅びる」と 主なる神は言われる。 上りまる。 本主はこう言われる。

また兄弟の契約を心に留めなかったからである。これは彼らが人々をことごとくエドムに渡し、わたしはこれを罰してゆるさない。

四つのとがのために、

ツロの三つのとが、

「いた、) (であり) (では、、) (であり、) であるもろの宮 殿を焼き滅ぼす」。 こうさい かんしはツロの石がきに火を送り、 (できれゆえ、わたしはツロの石がきに火を送り、

四つのとがのために、「エドムの三つのとが、

常に怒って、人をかき裂き、全くあわれみの情を断ち、全くあわれみの情を断ち、これは彼がつるぎをもってその兄弟を追い、これは彼がつるぎをもってその兄弟を追い、わたしはこれを罰してゆるさない。

ボズラのもろもろの宮 殿を焼き滅ぼす」。 こそれゆえ、わたしはテマンに火を送り、こ それゆえ

ながくその憤りを保ったからである。

「アンモンの人々の三つのとが、これ主はこう言われる、

これは彼らがその国 境を広げるために、わたしはこれを罰してゆるさない。四つのとがのために、

ひき裂いたからである。ギレアデのはらんでいる女を

これは戦いの日に、ときの声をもってせられ、そのもろもろの宮殿を焼き滅ぼす。「『それゆえ、わたしはラバの石がきに火をはなち、『『それゆえ、わたしはラバの石がきに火をはなち、

捕えられて行く」と主は言われる。
「鬼彼らの王はそのつかさたちと共にった。ない。」。
「鬼彼らの王はそのつかさたちと共につむじ風の日に、暴風をもってせられる。

#### 第二章

四つのとがのために、「ユダの三つのとが、

わたしはこれを罰してゆるさない。

「イスラエルの三つのとが、 四つのとがのために、 世彼らは弱い者の頭を地のちりに踏みつけ、 ない。 ない。 ないである。 ないでなな。 ないでなな。 ないでなな。 ないでななな。 ないでななな。 ないななな。 ないななな。 ないなななななな。 ないなな。 ないななな。 ないななな。 ないななな。 ないなな。

罰金をもって得た酒を、その神の家で飲む。質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、へ彼らはすべての祭壇のかたわらにからないなる名を汚す。

これはその高きこと、香柏のごとく、ならの前から滅ぼした。またまである。またまである。またまである。またまである。またまでは、またまでは、できにわたしはアモリびとをいる。その神の家で飲む

エジプトの地から連れ上り、 このわたしはまた、あなたがたを このわたしはまた、あなたがたを かとしばまた、あなたがたを であっのぼりであったが、

アモリびとの地を獲させた。四十年のあいだ荒野で、あなたがたを導き、

主は言われる。
イスラエルの人々よ、そうではないか」と
イスラエルの人々よ、そうではないか」と
あなたがたの若者のうちからナジルびとを起した。

馬に乗る者もその命を救うことができない。足早の者も自分を救うことができず、足早の者も自分を救うことができず、1ヵ 弓をとる者も立つことができず、

#### 第三章

主は言われる。 - 木勇士のうちの雄々しい心の者も

一緒に歩くだろうか。いっしょ ぁる 全家に向かって言ったこの言葉を聞け。かたしがエジプトの地から導き上った 主があなたがたに向かって言われたこと、 = ふたりの者がもし約束しなかったなら、 もろもろの罪のため、あなたがたを罰する。 それゆえ、わたしはあなたがたの わたしはただ、あなたがただけを知った。 二「地のもろもろのやからのうちで、 - イスラエルの人々よ、

その穴から声を出すだろうか。若いししがもし物をつかまなかったなら、林の中でほえるだろうか。 四ししがもし獲物がなかったなら

鳥は地に張った網にかかるだろうか 

> 町に災が起るだろうか。 民は驚かないだろうか。 、町でラッパが鳴ったなら、 地からとびあがるだろうか。 t まことに主なる神は 網にもし何もかからなかったなら、

主なる神が語られる、だれが恐れないでいられよう。 ハししがほえる、 そのしもべである預言者にその隠れた事を ヵ アッスリヤにあるもろもろの宮 殿: だれが預言しないでいられよう」。 エジプトの地にあるもろもろの宮殿に宣べて言え、 示さないでは、何事をもなされない。

その中で行われる暴虐とを見よ」と。 そのうちにある大いなる騒ぎと、 ○主は言われる、 「サマリヤの山々に集まり、 彼らは正義を行うことを知らず、

そのもろもろの宮殿にたくわえている」。 しえたげ取った物と奪い取った物とを

こそれゆえ主なる神はこう言われる、 一敵がきて、この国を囲み、

あなたの防備をあなたから取り除き、

あなたのもろもろの宮殿はかすめられる」。

I 万軍の神、主なる神は言われる、も、長いすのすみや、寝台の一部を携えて救われるであろう」。も、長いすのすみや、寝台の一部を携えて救われるであろう」。いは片耳を取り返すように、サマリヤに住むイスラエルの人々いは片葉を取り返すように、サマリヤに住むイスラエルの人々 ここ主はこう言われる、「羊飼がししの口から、羊の両足、

ベテルの祭壇を罰する。 |四わたしはイスラエルのもろもろのとがを罰する日に 聞け、そしてヤコブの家に証言せよ。

その祭壇の角は折れて、地に落ちる。 |五わたしはまた冬の家と夏の家とを撃つ、

象牙の家は滅び、大いなる家は消えうせる」と

主は言われる。

第四

この言葉を聞け。 - 「バシャンの雌牛どもよ

弱い者をしえたげ、貧しい者を圧迫し、まったがたはサマリヤの山におり、あなたがたはサマリヤの山におり、

ニ主なる神はご自分の聖なることによって誓われた、 『持ってきて、わたしたちに飲ませよ』と言う。 その時、人々はあなたがたをつり針にかけ 見よ、あなたがたの上にこのような時が来る。 またその主人に向かって、

魚つり針にかけて引いて行く。 あなたがたの残りの者を

= あなたがたはおのおのまっすぐに 石がきの破れた所を出て、

ハルモンに追いやられる」と

主は言われる。

я 種を入れたパンの感謝祭をささげ、 ニ目ごとに、あなたがたの十分の一を携えて行け。 四「あなたがたはベテルへ行って罪を犯し、 \*\*\* ギルガルへ行って、とがを増し加えよ。 朝ごとに、あなたがたの犠牲を携えて行け、

心よりの供え物をふれ示せ。 イスラエルの人々よ、

あなたがたはこのようにするのを好んでいる」と

主なる神は言われる。

△「わたしはまた、あなたがたのすべての町で なたがたの歯を清くし、

主は言われる。 それでも、 あなたがたのすべての所でパンを乏しくした。 あなたがたはわたしに帰らなかった」と

雨をとどめて、あなたがたの上にくださず。 ±「わたしはまた、刈入れまでなお三月あるのに

かの町には雨を降らさず、この町には雨を降らし、

かの畑は雨をえないで枯れた。この畑は雨をえ、

水を飲んでも、飽くことができなかった。一つの町によろめいて行って、 ハそこで二つ三つの町が

主は言われる。

あなたがたを撃ち、 ヵ「わたしは立ち枯れと腐り穂とをもって

それでも、あなたがたはわたしに帰らなかった」といちじくの木とオリブの木とは、いなごが食った。 あなたがたの園と、ぶどう畑とを荒した。

主は言われる。

あなたがたのうちに疫病を送り、 「わたしはエジプトにしたように

> あなたがたの宿営の臭気を上らせて、 あなたがたの馬を奪い去り、 つるぎをもってあなたがたの若者を殺し、

それでも、あなたがたはわたしに帰らなかった」と あなたがたの鼻をつかせた。

主は言われる。

神がソドムとゴモラを滅ぼされた時のように こ 「わたしはあなたがたのうちの町を

滅ぼしたので、

あなたがたは炎の中から取り出された

燃えさしのようであった。

それでも、あなたがたはわたしに帰らなかった」と

主は言われる。

わたしはこのようにあなたに行う。 三 「それゆえイスラエルよ

わたしはこれを行うゆえ、

三見よ、彼は山を造り、風を創造し、 イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ」。

人にその思いのいかなるかを示し、 あけぼのを変えて暗やみとなし、

その名を万軍の神、主と言地の高い所を踏まれる者、地の高い所を踏まれる者、 主と言う。

#### 第五章

- イスラエルの家よ、わたしが悲しみの歌をもって、あなたがた ついて宣べるこの言葉を聞け、 = 「おとめイスラエルは倒れて、

彼女はおのれの地に投げ倒されてかのじょ また起き上がらず、

三主なる神はこう言われる、これを起す者がない」。 イスラエルの家では、

百人出た町は十人残る」。千人出た町は百人残り、

四主はイスラエルの家にこう言われる、

あなたがたはわたしを求めよ、そして生きよ。

nベテルを求めるな、

ベエルシバにおもむくな。

\*あなたがたは主を求めよ、そして生きよ。

ギルガルに行くな。

ベテルは無に帰するからである」。ギルガルは必ず捕えられて行き、

ヨセフの家に落ち下られる。 さもないと主は火のように

火はこれを焼くが、

正義を地に投げ捨てる者よ。
せあなたがた、公道をにがよもぎに変え、 ベテルのためにこれを消す者はひとりもない。

^プレアデスおよびオリオンを造り、

暗黒を朝に変じ、

海の水を呼んで、地のおもてに注がれる者、ないでは、地のおもてに注がれる者、昼を暗くして夜となし、

その名は主という。

滅びはついに城に臨む。

□の彼らは門にいて戒める者を憎み、

真実を語る者を忌みきらう。

こあなたがたは貧しい者を踏みつけ、

その中に住むことはできない。

その酒を飲むことはできない。 美しいぶどう畑を作っても、゚゚゚゚゚゚

あなたがたの罪は大きいからである。 三 わたしは知る、あなたがたのとがは多く

あなたがたは正しい者をしえたげ、まいないを取り、

万軍の神、 万軍の神、主は、あるいはばんぐん かみ しゅ - t またすべてのぶどう畑にも泣くことがあろう。 巧みな泣き女を招いて泣かせ、また彼らは農夫を呼んできて嘆かせ、 I それゆえ、主なる万軍の神、 ヨセフの残りの者をあわれまれるであろう。 これは悪い時だからである。 あなたがたは何ゆえ主の日を望むのか。 通るからである」と主は言われる。 それはわたしがあなたがたの中を すべてのちまたで人々は 主はこう言われる、 I 悪を憎み、善を愛し、門で公義を立てよ。 またあなたがたが言うように、 そうすればあなたがたは生きることができる。 「へわざわいなるかな、主の日を望む者よ、 『悲しいかな、悲しいかな』と言う。 -すべての広場で泣くことがあろう。 |四善を求めよ、悪を求めるな。 | 三それゆえ、このような時には賢い者は沈黙する、 主はあなたがたと共におられる。

門で貧しい者を退ける。

ダマスコのかなたに捕え移す」と、その名を万軍の神ととなえら星の神、キウンをになった。これそれゆえわたしはあなたがたをいる。 こ五「イスラエルの家よ、あなたがたは四十年の間、 なたがたは四十年の間、 シクテをにない、あなたがたが自分で作ったあなたがたの偶像、 しに犠牲と供え物をささげたか。ニト、かえってあなたがたの王ニッッ゚「イスラエルの家よ、あなたがたは四十年の間、荒野でわた 三四公道を水のように、 三わたしはあなたがたの祭を憎み、かつ卑しめる。 三の主の日は暗くて、光がなく、 あなたがたの琴の音は、 三あなたがたの歌の騒がし あなたがたの肥えた獣の酬恩祭はわたしはこれを受けいれない。 三たといあなたがたは燔祭や素祭をささげても、 これは暗くて光がない。 わたしの前から断て。 わたしはこれを顧みない。 わたしはまた、あなたがたの聖会を喜ばない。 薄暗くて輝きがないではないか。 正義をつきない川のように流れさせよ。 へびにかまれるようなものである。 また家にはいって、手を壁につけると、 |九人がししの前を逃れてもくまに出会い、 わたしはこれを聞かない。

れる主は言われる。

#### 第六章

安らかにシオンにいる者、「わざわいなるかな、

また安心してサマリヤの心にいる者、 はまた学心のかしらのうちの著名な人々で、 イスラエルの家がきて従う者よ。 ニカルネに渡って見よ。 そこから大ハマテに行き、 またペリシテびとのガテに下って見よ。 またペリシテびとのガテに下って見よ。 またペリシテびとのガテに下って見よ。 ならはこれらの国にまさっているか。 強易の座を近づけている。 重あなたがたは災の日を遠ざけ、 によっているから上しまなの面を近づけている。 をいすの上に身を伸ばし、 長いすの上に身を伸ばし、 長いすの上に身を伸ばし、 をいすの音に合わせて歌い騒ぎ、 ダビデのように楽器を造り出し、

> 時き あろう。 その親戚、すなわちこれを焼く者は、骨を家から運びだすため だあなたと共にいる者があるか」と言い、「ない」との答がある に、これを取り上げ、またその家の奥にいる者に向かって、「ま かの人はまた「声を出すな、主の名をとなえるな」と言うで そしてかの身を伸ばした者どもの捕われ人のまっ先に立って行く。 せそれゆえ今、彼らは捕われて、 六鉢をもって酒を飲み、 そのもろもろの宮殿を憎む。 へ主なる神はおのれによって誓われた、 わたしはこの町とすべてその中にいる者を渡す」。 騒ぎはやむであろう」。 ヨセフの破滅を悲しまない者たちよ。 いとも尊い油を身にぬり、 万軍の神、主は言われる、) わたしはヤコブの誇を忌みきらい、

II 馬は岩の上を走るだろうか。 いさな家を撃って、切れ切れとされる。 たきな家を撃って、切れ切れとされる。 たきな家を撃って、みじんとなし、 まき

二 見よ、主は命じて、 ュ 人は牛で海を耕すだろうか。
しころがあなたがたは公道を毒に変じ、
ここあなたがたはロデバルを喜び、
ここのがあなたがたはロデバルを喜び、
「われわれは自分の力で
カルナイムを得たではないか」と言う。
カルナイムを得たではないか」と言う。
「ロってれゆえ、万軍の神、主は言われる、「イスラエルの家よ、
「イスラエルの家よ、
「イスラエルの家よ、
「かれたしは一つの国民を起して、
見よ、わたしは一つの国民を起して、
あなたがたに敵対させる。
あなたがたに敵対させる。
あなたがたに敵対させる。

#### 第七章

では、 は、 いなごを造られた。見よ、子の二番草を食いがつた後に、はえたものである。こそのいなごが地の青草を食いがつた後に、はえたものである。こそのいなごが地の青草を食いがつたる。 がいたでは、いなごを造られた。見よ、子の二番草は王のよっとという。

> ヵイサクの高き所は荒され たかところ あら

イスラエルの聖所は荒れはてる。

わたしはもはや彼らを見過しにしない。

どうして立つことができましょう」。
ヤコブは小さい者です、
「主なる神よ、どうぞ、ゆるしてください。

四主なる神はこのようにわたしに示された。見よ、 そして主はわたしに言われた、「アモスよ、あなたは何を見る さばきのために火を呼ばれた。火は大淵を焼き、また地を焼こ か」。「測りなわ」とわたしが答えると、主はまた言われた、 うとした。πその時わたしは言った、 「見よ、わたしは測りなわを 「このこともまた起さない」と主なる神は言われた。 三主はこのことについて思いかえされ わが民イスラエルの中に置く。 \* 主はこのことについて思いかえされ、 どうして立つことができましょう」。 ヤコブは小さい者です、 「このことは起さない」と主は言われた。 「主なる神よ、どうぞ、やめてください。 主なる神は

人をつかわして言う、「イスラエルの家のただ中で、アモスはあいと | 0 時にベテルの祭司アマジヤは、イスラエルの王ヤラベアムに

わたしはつるぎをもってヤラベアムの家に立ち向かう」。

とができません。この地は彼のもろもろの言葉に耐えるこなたにそむきました。この地は彼のもろもろの言葉に耐えるこ

その国を離れる』と」。
イスラエルは必ず捕えられて行って、『ヤラベアムはつるぎによって死ぬ、『コアモスはこのように言っています、

国の宮だから」。
「世界では二度と預言してはならない。ここは王の聖所、かしベテルでは二度と預言してはならない。ここは王の聖所、かしべテルでは二度と預言してはならない。ここは王の聖所、かしべテルでは二度と しょう しょう はいしょう かいかい かい地でパンを食べ、かの地で預言せよ。 ここ それからアマジヤはアモスに言った、「先きよしき」 ここ それからアマジヤはアモスに言った、「先きよしき」

- 六それゆえ今、主の言葉を聞け。

あなたは言う、

| t それゆえ、主はこう言われる、| イサクの家に向かって語るな』と。| 『イスラエルに向かって語るな』と、

あなたのむすこ、娘たちはつるぎに倒れ、『あなたの妻は町で遊女となり、

その国を離れる』」。 イスラエルは必ず捕えられて行って、 イスラエルは必ず捕えられて行って、 かならといっていた。 かならといっていた。 かならというでは、 そしてあなたは汚れた地で死に、 あなたの地は測りなわで分かたれる。

#### 第 八章

三その日には宮の歌は嘆きに変り、わたしは再び彼らを見過しにしない。 ぱん みゅご かり かり かり かり かり かり かり かり かり はれてスラエルの終りがきた。 「わが民イスラエルの終りがきた。

五あなたがたは言う、 これを聞け。 また国の乏しい者を滅ぼす者よ

「新月はいつ過ぎ去るだろう、

地はみなナイル川のようにわきあがり、地に住む者はみな嘆かないであろうか。 <これがために地は震わないであろうか。いつまでも忘れない。 貧しい者をくつ一足で買いとり、 < 乏しい者を金で買い、 あなたがたの歌をことごとく悲しみの歌に変らせ、 わたしは真昼に太陽を沈ませ、 エジプトのナイル川のようにみなぎって、 ± 主はヤコブの誇をさして誓われた、 また、くず麦を売ろう」。 われわれはエパを小さくし、シケルを大きくし、 そうしたら、われわれは麦を売り出そう。 安息日はいつ過ぎ去るだろう、 そうしたら、われわれは穀物を売ろう。 白昼に地を暗くし、 □のあなたがたの祭を嘆きに変らせ、 その日には、 -わたしは必ず彼らのすべてのわざを 偽りのはかりをもって欺き、 また沈まないで

主の言葉を聞くことのききんである。水にかわくのでもない、

それはパンのききんではない、

「見よ、わたしがききんをこの国に送る日が来る、

その日を、ひとり子を失った喪中のようにし、

その終りを、苦い日のようにする」。

こ主なる神は言われる、

すべての人に髪をそり落させ

すべての人に荒布を腰にまとわせ、

主の言葉を求めて、こなたかなたへはせまわる、

三彼らは海から海へさまよい歩き、

若い男もかわきのために気を失う。

|四かのサマリヤのアシマをさして誓い、

三その日には美しいおとめも、 しかしこれを得ないであろう。

第九章

必ず倒れる。 再び起きあがることはない」。 \*\*\*\*\* たま たま たま と言う者どもは 『ベエルシバの道は生きている』と言う者どもは

『ダンよ、あなたの神は生きている』と言い、また

わたしは祭壇のかたわらに立っておられる主を見た。

五万軍の神、 四たとい彼らは捕われて、その敵の前に行っても、わたしはへびに命じて、その所でこれをかませる。 海の底に隠れても、たとい彼らはわたしの目をのがれて、 わたしは彼らの上にわたしの目を注ぐ、 わたしの手はこれをそこから引き出す。 ニたとい彼らは陰府に掘り下っても、 \*\*\* そのひとりも逃げおおす者はなく、 その中に住む者はみな嘆き、エ万軍の神、主が地に触れられると、 それは災のためであって、 わたしはその所でつるぎに命じて、これを殺させる。 わたしはこれを捜して、そこから引き出す。 ■ たとい彼らはカルメルの頂に隠れても、 いたき タン< わたしはそこからこれを引きおろす。 たとい彼らは天によじのぼっても、 のがれうる者はない。 その残った者を、わたしはつるぎで殺し すべての民の頭の上に落ちかからせよ。 幸のためではない」。 地は溶け、

「柱の頭を打って、」」とは言われた、

敷居を震わせ、

これを打ち砕いて、

海の水を呼んで、地のおもっぱ、全がまを地の上にすえ、 海の水を呼んで、地のおも たまはご自分の高殿を天に築き、 大主はご自分の高殿を天に築き、 エジプトのナイル川のようにまた沈む。 この罪を犯した国の上に注がれている。 その名は主ととなえられる。 人がふるいで物をふるうように、 ヵ「見よ、わたしは命じて、 へ見よ、主なる神の目は み しゅ かみ め せ主は言われる、 地はみなナイル川のようにわきあがり、 ひと粒も地に落ちることはない。 ことごとくは滅ぼさない」と主は言わ スリヤびとをキルから導き上ったではないか。 ペリシテびとをカフトルから、 わたしはイスラエルの家を万国民のうちでふるう。 しかし、 わたしはこれを地のおもてから断ち滅ぼす。 わたしはイスラエルをエジプトの国から、 エチオピヤびとのようではないか。 ·イスラエルの子らよ、あなたがたはわたしにとって わが民の罪びと、すなわち わたしはヤコブの家を 地のおもてに注がれる。 れ る。

あなたの神、主は言われる。
再び抜きとられることはない」と彼らはわたしが与えた地から

『災はわれわれに近づかない、

これを昔の時のように建てる。

ここれは彼らがエドムの残った者、

その破損を繕い、そのくずれた所を興し、わたしはダビデの倒れた幕屋を興し、

こその日には、

言う者どもはみな、つるぎで殺される。

われわれに臨まない』と

五もし盗びとがあなたの所に来、強盗が夜きても、

ほしいだけ盗むではないか。

あなたも彼らのひとりのようであった。

エルサレムをくじ引きにした日、外国人がその門におし入り、\*\*\*

# オバデヤ書

ああ、

あなたは全く滅ぼされてしまう。

#### 第一章

主は言われる。かたしはそこからあなたを引きおろすと 四たといあなたは、わしのように高くあがり、 星の間に巣を設けても、 あなたは心のうちに言う、 あなたの心の高ぶりは、あなたを欺いた。 あなたはひどく卑しめられる。 小さい者とする。 三見よ、 「立てよ、われわれは立ってエドムと戦おう」。 ひとりの使者が諸国民のうちにつかわされて言う、 われわれは主から出たおとずれを聞いた。 主なる神はエドムについてこう言われる、 ーオバデヤの幻。 「だれがわたしを地に引き下らせる事ができるか」。 わたしはあなたを国々のうちで

<主は言われる、 せあなたと契約を結んだ人々はみな、 ヵテマンよ、あなたの勇士は驚き恐れる。 n ああ、 エサウの山から悟りを断ち除かないだろうか。 その日には、 あなたの信頼する友はあなたの下にわなを設けた、 あなたと同盟を結んだ人々はあなたに勝った。 あなたを欺き、あなたを国境に追いやった。 その隠しておいた宝は探り出される。 彼らはなお余りの実を残さないであろうか。タネ もしぶどうを集める者があなたの所に来たなら、 すなわち異邦人がその財宝を持ち去り、 こあなたが離れて立っていた日、 恥はあなたをおおい、あなたは永遠に断たれる。 エサウはかすめられ、 わたしはエドムから知者を滅ぼし、

しかしシオンの山には、

またその災の日に、その災の日にその苦しみをながめてはならなかった。 三 あなたはわが民の災の日に、 その悩みの日に誇ってはならなかった。 | 東主の日が万国の民に臨むのは近い。 これを喜んではならず、 かつてなかったようになる。 すなわち彼らは飲んでよろめき、 周囲のもろもろの民も飲む。 | 本あなたがたがわが聖なる山で飲んだように、 あなたがしたようにあなたもされる。 敵にわたしてはならなかった。 あなたは悩みの日にその残った者を そののがれる者を切ってはならなかった。 その財宝に手をかけてはならなかった。 その門にはいってはならず、 あなたはユダの人々の滅びの日に、 すなわちその災の日をながめていてはならなかった。 あなたの報いはあなたのこうべに帰する。 三しかしあなたは自分の兄弟の日、 四あなたは分れ道に立って、 のがれる者がいて、

彼らはその中に燃えて、これを焼く。 そして王国は主のものとなる。 セパラデにいるエルサレムの捕われ人は、 また彼らはエフライムの地、 聖なる所となる。 エサウの山を治める。 ネゲブの町々を獲る。 ベニヤミンはギレアデを獲る。 セフェラの人々はペリシテびとを獲る。 主は言われた。 エサウの家には残る者がないようになると エサウの家はわらとなる。 ヨセフの家は炎となり、 またヤコブの家はその領地を獲る。 フェニキヤをザレパテまで取り、 このハラにいるイスラエルの人々の捕われ人は、 およびサマリヤの地を獲、 I れ ネゲブの人々はエサウの山を獲、 「ハヤコブの家は火となり、

#### ョ ナ 書<sup>ょ</sup>

#### 第一章

- 主の言葉がアミッタイの子ヨナに臨んで言った、ニ「立って、 ・ 主の言葉がアミッタイの子ヨナに臨んで言った、ニ「立って、 ・ ない、主の前を離れて、人々と共にタルシシへ行こうと船があったので、 がなが、ところがちょうど、タルシシへ行く船があったので、 でいった。ところがちょうど、タルシシへ行く船があったので、 でいった。ところがちょうど、タルシシへ行く船があったので、 がない、生の前を離れて、人々と共にタルシシへ行こうと船があったので、 でない、生の前を離れて、人々と共にタルシシへ行こうと船があった。 に乗った。

四時に、主は大風を海の上に起されたので、船が破れるほどの激いけるが、くじを引いたところ、くじはヨナに当った。そこで彼らが、くじを引いたところ、くじを引いてみよう」。そしておおるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、われわれを顧みて、あなたの神に呼ばわりなさい。神があるいは、かれかれたので、船が破れるほどの激しいが、くじを引いたところ、くじはヨナに当った。へそこで彼らが、くじを引いたところ、くじはヨナに当った。へそこでならない。

ていたからである。

でいたからである。

こいたからである。

こいたからである。

こいたからである。

こいたが主の前を離れて、のがれようとしていた事を知ったいかい。カれわれに告げなさい。あなたの職業は何か。あなたはどこの民はどこから来たのか。あなたの国はどこか。あなたはどこの民はどこから来たのか。あなたの国はどこか。あなたはどこの民たのが、カれわれに告げなさい。あなたの職業は何か。あなたの民たのか、われわれに告げなさい。あなたの職業は何か。あなたていたからである。

人々は主に呼ばわって言った、「主よ、どうぞ、この人の生命の海が彼らに逆らって、いよいよ荒れたからである。1四そこで海が彼らに逆らって、いよいよ荒れたからである。1四そこで船を陸にこぎもどそうとつとめたが、成功しなかった。それはなたがたに臨んだのは、わたしのせいです」。1回しかし人々はなたがたに臨んだのは、わたしのせいです」。1回しかし人々は 、 ^^ である。三ヨナは彼らに言った、「わたしを取って海にからである。三ヨナは彼らに言った、「わたしを取って海にからである。」。 それは海がますます荒れてきたをどうしたらよかろうか」。 それはタネネ された事だからです」。これそして彼らはヨナを取って海に投げ れわれに帰しないでください。主よ、これはみ心に従 ために、われわれを滅ぼさないでください。また罪なき血 しよう。 げ入れなさい。そうしたら海は、 こ 人々は彼に言った、「われわれのために海が静まるには、 主を恐れた。 一を恐れ、 。わたしにはよくわかっています。この激しい暴風があなさい。そうしたら海は、あなたがたのために静まるで すると海の荒れるのがやんだ。「^そこで人 犠牲を主にささげて、 誓願を立てた。 しかし人々は って、 海線で投 わ

#### 第二章

五水がわたしをめぐって魂にまでおよび、 どうして再びあなたの聖なる宮を望みえようか』。 どうして再びあなたの聖なる宮を望みえようか』。 四わたしはあなたの前から追われてしまった、 四わたしは言った、 はまする。ままである。ますのようか。 のであなたの波と大波は皆、わたしの上を越えて行った。

地の貫の木はいつもわたしの上にあった。
「本わたしは地に下り、
「本わたしは地に下り、
「なんき」やましてでわたしの頭にまといついた。
「はいっとしている。」
「はいっとしている。」
「はいっとしている。

あなたの聖なる宮に達した。 あなたはわが命を穴から救いあげられた。 もかが魂がわたしのうちに弱っているとき、 わたしは主をおぼえ、 わたしの祈はあなたに至り、 のがはあなたに至り、

あなたこ義性をささず、わたしの誓いをせたしかしわたしは感謝の声をもって、そのまことの忠節を捨てる。 かんしゃ かんしゃ かんしゃ ななしい偶像にいる かんしゃ くうぞう しょうせい すれる しい偶像にいる またい を寄せる者は、

○主は魚にお命じになったので、魚はヨナを陸に吐き出した。 教は主にある」。 教は主にある」。 あなたに犠牲をささげ、わたしの誓いをはたす。 かなたに犠牲をささげ、わたしの誓いをはたす。

#### 第三章

い者まで荒布を着た。

本にいり、別別 服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座した。セまた王上がり、別 服 に 本が なった。 神は彼らのなすところ、その悪い道を離れたのを見られ、彼らの上に下そうと言われた災を思いかえして、これをおやめにらの上に下そうと言われた災を思いかえして、これをおやめになった。

#### 第匹章

よ、どうぞ今わたしの命をとってください。わたしにとっては、寒や、いかえされることを、知っていたからです。呈それで主恵み深い神、あわれみあり、怒ることおそく、いつくしみ豊かで、シシにのがれようとしたのです。なぜなら、わたしはあなたがシシにのがれようとしたのです。なぜなら、わたしはあなたがき、からいかれようとしたのです。なぜなら、わたしはあなたがいって言った、「主よ、わたしがなお国におりました時、この事がって言った、「主よ、わたしがなお国におりました時、この事がら、また、こところがヨナはこれを非常に不快として、激しく怒り、三主に「ところがヨナはこれを非常に不快として、激しく怒り、三主に「ところがヨナはこれを非常に不快として、激しくとうにより、

て、 主は言われた、「あなたは労せず、育てず、一夜に生じて、一夜とまる。」。」というでは言った、「わたしは怒りのあまり狂い死にそうです」。このは、「かん」というです」。」の「ないでは言った。」の「かん」という やがて太陽が出たとき、神が暑い東風を備え、を備えて、そのとうごまをかませられたので、 との は十二万あまりの、右左をわきまえない人々と、 に滅びたこのとうごまをさえ、惜しんでいる。こ ましてわたし 「生きるよりも死ぬ方がわたしにはましだ」。ヵしかし神はヨナ のとうごまを非常に喜んだ。
セところが神は翌日の夜明けに虫 たの怒るのは、よいことであろうか」。゙゙゙゙゙゠そこでヨナは町から出生きるよりも死ぬ方がましだからです」。『主は言われた、「あな の頭を照したので、ヨナは弱りはて、死ぬことを願って言った、 生きるよりも死ぬ方がましだからです」。 に言われた、「とうごまのためにあなたの怒るのはよくない」。 いるこの大きな町ニネベを、惜しまないでいられようか」。 四主は言われ それは枯れた。ハ また太陽がヨナ あまたの家畜

### ミカ**書**ヒ

### 第一章

ミカが、サマリヤとエルサレムについて示された主の言葉。「ユダの王ヨタム、アハズおよびヒゼキヤの世に、モレシテびと 四山は彼の下に溶け、谷は裂け、下ってきて地の高い所を踏まれる。 三 見み よ、 地とその中に満てる者よ、耳を傾けよ。

なが、み、もの、みなかだむ。
こあなたがたすべての民よ、聞け。 坂に流れる水のようだ。火の前のろうのごとく、 主はその聖なる宮から証言される。 主なる神はあなたがたにむかって証言し、 主はそのご座所から出てこられ、

ヤコブのとがとは何か、イスラエルの家の罪のゆえである。 πこれはみなヤコブのとがのゆえ、

ユダの家の罪とは何か、サマリヤではないか。

<このゆえにわたしはサマリヤを野の石塚となし、 ルサレムではないか。

> その獲た価はみな火で焼かれる。 せその彫像はみな砕かれ これは遊女の価から集めたのだから、 その基をあらわにする。 わたしはその偶像をことごとくこわす。 またその石を谷に投げ落し、 ぶどうを植える所となし、

遊女の価に帰る。

へわたしはこれがために嘆き悲しみ、 はだしと裸で歩きまわり、

山犬のように嘆き、

だちょうのように悲しみ鳴く。

ヵサマリヤの傷はいやすことのできないもので、

ユダまでひろがり、

わが民の門、エルサレムまで及んでいる。 ベテレアフラで、ちりの中にころがれ 10ガテに告げるな、泣き叫ぶな。

こサピルに住む者よ、

ザアナンに住む者は出てこない。 裸になり、恥をこうむって進み行け。

オーもの き さいおく まい さいれい まべ テエゼルの嘆きはあなたがたからその跡を断つ。 | マロテに住む者は気づかわしそうに幸を待つ。

彼らは捕えられてあなたを離れるからである。

そのそった所をはげたかのように大きくせよ。

第二章

悪を行う者はわざわいである。こその床の上で不義を計り、

人を欺くものとなる。 別れの贈り物を与える。「罒それゆえ、あなたはモレセテ・ガテに せんしゃ まっここ ラキシに住む者よ、 「☆あなたの喜ぶ子らのために、あなたの髪をそり落せ。 わたしはまた侵略者をあなたの所に連れて行く。 アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって、 あなたがたのうちに見られたからである。 ラキシはシオンの娘にとって罪の初めであった。 戦車に早馬をつなげ。 災が主から出て、 イスラエルの栄光はアドラムに去るであろう。 イスラエルのとがが、 エルサレムの門に臨んだからである。 |五マレシャに住む者よ、

災を下そうと計る。

見よ、わたしはこのやからにむかって

あなたがたはその首を

人をしえたげてその嗣業を奪う。

彼らは人をしえたげてその家を奪い、

家をむさぼってこれを取る。

三それゆえ、主はこう言われる、

ニ彼らは田畑をむさぼってこれを奪い、

夜が明けるとこれを行う。 彼らはその手に力あるゆえ、

四その日、人々は歌を作ってあなたがたをののしり、これは災の時だからである。 われわれの田畑はわれわれを捕えた者の間に分け与えられどうしてこれはわたしから離れるのであろう。 悲しみの歌をもって嘆き悲しみ、 また、まっすぐに立って歩くことはできない。 これから、はずすことはできない。 わが民の分は人に与えられる。「われわれはことごとく滅ぼされる、

я それゆえ、主の会衆のうちには くじによって測りなわを張る者はひとりもなくなる。

る」と言う。

木彼らは言う、「あなたがたは説 教してはならない。 たかような事について説教してはならない。 というな事について説教してはならない。 というな事について説教してはならない。 たかような事について説教してはならない。

益とならないのであろうか。わが言葉は正しく歩む者に、わが言葉は正しく歩む者に、

「わたしはぶどう酒と濃き酒とについて、その滅びは悲惨な滅びだ。その滅びは悲惨な滅びだ。 こもし人が風に歩み、偽りを言い、これは汚れのゆえに滅びだ。

その人はこの民の説。またいであろう。あなたに説教しよう」と言うならば、あなたに説教しよう」と言うならば、

三 ヤコブよ、わたしは必ずあなたをことごとく集め

主はその先頭に立たれる。

#### 第三章

中コブのかしらたちよ、 ヤコブのかしらたちよ、 さる義はあなたがたの知っておるべきことではないか。 公義はあなたがたの知っておるべきことではないか。 これを切りきざんで、なべに入れる食物のようにし、 これを切りきざんで、なべに入れる食物のようにし、 たなべに入れる肉を食らい、 これを切りきざんで、なべに入れる食物のようにし、 たなべに入れる肉のようにする。

というでは、 ない、 ないが思いからである。 彼らは食べ物のある時には、み顔を彼らに隠される。 ないが悪いからである。 彼らのおこないが悪いからである。 かえってその時には、み顔を彼らに隠される。

宣戦を布告する。その口に何も与えない者にむかっては、その口に何も与えない者にむかっては、「いる」という。 なに あた まの こく かいがけれども、

性も彼らの上に暗くなる。 本陽はその預言者たちに没し、 な陽はその預言者たちに没し、 な陽はその預言者たちに没し、 ないまするときでする。 ないまするときでする。 ないまするときでする。 をいまするときでする。 をいまするときでする。 をいまするときでする。 をいまするときでする。 をいまするときできない。 をいまするときできない。 をいまするときできない。 をいまするときできない。

神の答がないからである。
せ、たればないないからである。
も、たればないないである。
は、たればないないである。
も、たればないである。
は、たればないないからである。

公義と勇気とに満たされ、こうぎ、ゆうき みんしかしわたしは主のみたまによって力に満ち、ハしかしわたしは主。

ヤコブにそのとがを示し、イスラエルにその罪を示すこと

すなわち公義を憎み、イスラエルの家のつかさたちよ、ヵヤコブの家のかしらたち、

すべての正しい事を曲げる者よ、これを聞け。
「○ あなたがたは血をもってシオンを建て、不義をもってエルサレムを建てた。
こ そのかしらたちは、まいないをとってさばき、その祭司たちは価をとって教え、まける者をもってエルサレムを建てた。
「主はわれわれの中におられるではないか、「主はわれわれの中におられるではないか、「主はわれわれの中におられるではないか、「主はわれわれの中におられるではないか、「主はわれわれの中におられるではないか、「主はわれわれに臨むことがない」と言う。
エルサレムは石塚となり、
エルサレムは石塚となり、
『宮の山は木のおい茂る高い所となる。

### 第四章

- 孝の国民は来て言う、 - 本の目になって、 - 本の目になって、

主の言葉はエルサレムから出るからである。 神はその道をわれわれに教え、 神はその道をわれわれに教え、 かれわれはその道に歩もう」と。 再び戦いのことを学ばない。

ったた。たか
国は国にむかってつるぎをあげず、 彼らを恐れさせる者はない。 大主は言われる、 これは万軍の主がその口で語られたことである。 遠い所まで強い国々のために仲裁される。 三彼は多くの民の間をさばき、 またかの追いやられた者および わたしはかの足のなえた者を集め、 われわれの神、主の名によって、とこしえに歩む。しかしわれわれは ますべての民はおのおのその神の名によって歩む。 そのいちじくの木の下にいる 四彼らは皆そのぶどうの木の下に座し、 そのやりを打ちかえて、かまとし、 そこで彼らはつるぎを打ちかえて、 その日には、 すきとし、

われわれは主の山に登り、

遠く追いやられた者を強い国民とする。せその足のなえた者を残れる民とし、 あなたは今、町を出て野にやどり、産婦のように苦しんでうめけ。 すなわちエルサレムの娘の国は 主はその所であなたを敵の手からあがなわれる。 その所であなたは救われる。 バビロンに行かなければならない。 産婦のように激しい痛みがあなたを捕えたのか。 あなたの相談相手は絶えはて、た れ今あなたは何ゆえわめき叫ぶの あなたに帰ってくる。 以前の主権はあなたに帰ってくる。 彼らを治められる。 主はシオンの山で、 あなたのうちに王がないのか。 わたしが苦しめた者を集め、 こいま多くの国民はあなたに逆らい、 □ シオンの娘よ、 今よりとこしえに

われわれの目がシオンを見てあざ笑うように」と。「どうかシオンが汚されるように、「いま多くの国民はあなたに逆らい、集まって言う、言にその所ではたが、歯の目がよれずれる。」

彼らの富を全地の主にささげる。ならのぶんどり物を主にささげ、かれた。となったがあるとはされば多くの民を打ち砕き、あなたは多くの民を打ち砕き、あなたは多くの民を打ち砕き、 彼らを集められることを悟らない。 あなたのひずめを青銅としよう。 わたしはあなたの角を鉄となし、 すなわち主が麦束を打ち場に集めるように、 またその計画を悟らない 三しかし彼らは主の思いを知らず、 

第五

あなたはユダの氏族のうちで小さい者だが、 こしかしベツレヘム・エフラタよ 敵はわれわれを攻め囲み、 - 今あなたは壁でとりまかれている。

≡それゆえ、産婦の産みおとす時まで、 その出るのは昔から、いにしえの日からである。 わたしのために出る。 イスラエルを治める者があなたのうちから つえをもってイスラエルのつかさのほおを撃つ。

> 四彼は主の力により、イスラエルの子らのもとに帰る。 その神、 神、 せその時ヤコブの残れる者は多くの民の中にあること、 せる まま たみ なか である なか でき なか からはアッスリヤびとから、われわれを救う。 彼らはアッスリヤびとから、かわれわれの境を踏み荒すとき、 ☆被らはつるぎをもってアッスリヤの地を治め、 地の果にまで及ぶからである。今、彼は大いなる者となって、 彼らを安らかにおらせる。立ってその群れを養い、 アッスリヤびとがわれわれの地に来て、 ぬきみのつるぎをもってニムロデの地を治める。 七人の牧者を起し、 われわれの土地を踏むとき、 五これは平和である。 その後その兄弟たちの残れる者は 主は彼らを渡しおかれる。 八人の君を起してこれに当らせる。 アッスリヤびとがわれわれの国に来て、 主の名の威光により、

人によらず、また人の子らを待たずに 主からくだる露のごとく、

その聞き従わないもろもろの国民に復讐する。「ぁそしてわたしは怒りと憤りとをもって

あなたの町々を滅ぼす。

またあなたのうちからアシラ像を抜き倒し、

第

青草の上に降る夕立ちのようである。

- あなたがたは
主の言われることを聞き、
主の言われることを聞き、
もろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。
もろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。
こもろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。
こもろもろの丘にあなたの声を聞かせよ。
主の言い争いを聞け。
主はその民と言い争い、
何によってあなたを疲れさせたか、何によってあなたを疲れさせたか、
やだに 何によってあなたを疲れさせたか。
わたしはエジプトの国からあなたを導きのぼり、
とれいいるからあなたをあがない出し、

田つた事どもを思い起せ。 をせた。 エわが氏よ、モアブのまが、これでいるが、これの子バラムが彼に答えた事、 ベオルの子バラムが彼に答えた事、 では、モアブの主バラクがたくらんだ事、 では、モアブの主バラクがたくらんだ事、

そうすれば、あなたは主の正義のみわざを

わたしは罪なしとするだろうか

わが魂の罪のためにわが身の子をささぐべきか」。わがとがのためにわが長子をささぐべきか。 <人よ、彼はさきによい事のなんであるかを ニ不正なはかりを用い、 ヵ主の声が町にむかって呼ばわる— へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ただ公義をおこない、いつくしみを愛し、 主のあなたに求められることは、あなたに告げられた。 万流の油を喜ばれるだろうか。

まんりゅう あぶら よろこ せ主は数千の雄羊、 そのみ前に行くべきか。 燔祭および当歳の子牛をもって はんさい こうし 高き神を拝すべきか。 「わたしは何をもって主のみ前に行き、 のろうべき不正な枡を忘れ得ようか。 偽りのおもしを入れた袋を用いる人をいった。 □のわたしは悪人の家にある不義の財宝、 一部族および町の会衆よ、聞け。 

知るであろう」。

その住民を笑い物とするためである。 あなたが救う者を、わたしはつるぎにわたす。あなたは移しても、救うことができない。 これはわたしがあなたを荒し、 オリブの実を踏んでも、その身に油を塗ることがなく、 その舌は口で欺くことをなす。 あなたの住民は偽りを言い、 あなたがたは民のはずかしめを負わねばならぬ」。 彼らの計りごとに従って歩んだ。 アハブの家のすべてのわざをおこない、 あなたの腹はいつもひもじい。 あなたをその罪のために滅ぼすことを始めた。 三あなたのうちの富める人は暴虐で満ち、 - 木あなたはオムリの定めを守り、 ぶどうを踏んでも、その酒を飲むことがない。 | 重あなたは種をまいても、刈ることがなく |四あなたは食べても、飽くことがなく、 こっそれゆえ、わたしはあなたを撃ち、

### 第七章

わざわいなるかな

食らうべきぶどうはなく ぶどうの収穫の残りを集める時のようになった。 わたしは夏のくだものを集める時のように、

= 神を敬う人は地に絶え、人のうちに正しい者はない。かみ、^\*\* ひと \*\* たた たた たた たた たた かが心の好む初なりのいちじくもない。 おのおの網をもってその兄弟を捕える。 みな血を流そうと待ち伏せし、

□かさと裁判官はまいないを求め、 ■ 両手は悪い事をしようと努めてやまない。 大いなる人はその心の悪い欲望を言いあらわし、 こうして彼らはその悪を仕組む。

彼らの見張びとの日、
最も正しい者もいばらのいけがきのようだ。 四彼らの最もよい者もいばらのごとく、

すなわち彼らの刑罰の日が来る。

я あなたがたは隣り人を信じてはならない。 いまや彼らの混乱が近い。

友人をたのんではならない。 あなたのふところに寝る者にも、

あなたの口の戸を守れ。

☆むすこは父をいやしめ、 嫁はそのしゅうとめにそむく。 娘はその母にそむき、

> へわが敵よ、わたしについて喜ぶな。 せしかし、 人の敵はその家の者である。 たといわたしが暗やみの中にすわるとも、 たといわたしが倒れるとも起きあがる。 わが神はわたしの願いを聞かれる。 わたしは主を仰ぎ見、 わが救の神を待つ。

主はわが光となられる。

ヵ主はわが訴えを取りあげ、

わたしのためにさばきを行われるまで、

主に対して罪を犯したからである。わたしは主の怒りを負わなければならない。

わたしは主の正義を見るであろう。 主はわたしを光に導き出してくださる。

わたしに言ったわが敵は、これを見て恥をこうむり、 □○その時「あなたの神、主はどこにいるか」と

彼は街路の泥のように踏みつけられる。 わが目は彼を見てあざ笑う。 こあなたの城壁を築く日が来る。

海から海まで、山から山まで エジプトからユフラテ川まで、 三その日にはアッスリヤからエジプトまで、 その日には国境が遠く広がる。

震えながらその城から出、地に這うもののようにちりをなめ、 彼らを養ってください。いにしえの日のようにバシャンとギレアデで、 |も彼らはへびのように、 あなたの嗣業の羊を牧し、 しぎょう ひっじ ぼく すなわち 園の中の林にひとりおる 四どうか、あなたのつえをもってあなたの民、 神はいつくしみを喜ばれるので、ホッッ゚ とがを見過ごされる神があろうか。 その嗣業の残れる者のために 「<だれかあなたのように不義をゆるし、 あなたのために恐れる。 おののきつつ、われわれの神、 その耳は聞えぬ耳となる。 その手を口にあて、 | | 国々の民は見て、そのすべての力を恥じ、 わたしはもろもろの不思議な事を彼らに示す。 Im あなたがエジプトの国を出た時のように、 そのおこないの実によって荒れはてる。 主に近づいてきて、

マの変りをながく保たず、
この 昔からわれわれのもろもろの罪をあるに投げ入れ、
この 昔からわれわれの先祖たちに誓われたように、海の深みに投げ入れ、
この 昔からわれわれの先祖たちに誓われたように、真ないないないである。
真実をヤコブに示し、

人々はあなたに来る。

三しかしかの地はその住民のゆえに、

## ナホム書は

#### 第一章

ニネベについての託宣。エルコシびとナホムの幻の書。 ニ主はねたみ、かつあだを報いる神、 主はあだを報いる者、また憤る者、 主はおのがあだに報復し、 まはおのがあだに報復し、 主はおのがあだに報復し、 主はおのがあだに報復し、 主はおのがあだに報復し、 主はおのがあだに報復し、 本のが敵に対して憤りをいだく。 主はおのがあだに報復し、 こきは怒ることおそく、力強き者、 主は別すべき者を決してゆるされない者、 主の道はつむじ風と大風の中にあり、 ですべての川をかれさせる。 レバノンの花はしぼむ。 ですれての川をかれさせる。 レバノンの花はしぼむ。 やまないまとなり、 地は彼の前にむなしくなり、 地は彼の前にむなしくなり、 世界とその中に住む者も皆、むなしくなる。 だれが彼の燃える怒りに耐えることができよう。 だれが彼の燃える怒りに耐えることができよう。

□ 彼らは結びからまったいばらのように、 
□ ないた刈り株のように、焼き尽される。 
□ 主に対して悪事を計り、 
□ 主に対して悪事を計り、 
□ 主に対して悪事を計り、 
□ 主はこう言われる、 
□ 主はこう言われる、 
□ 主はこう言われる、 
□ 主はこう言われる、 
□ 主はこう言われる、 
□ まない彼らは強く、かつ多くあっても、 
□ まない彼らは強く、かつ多くあっても、 
□ まない彼らは強く、かつ多くあっても、 
□ まない 
□

三 今わたしは彼のくびきを砕いて、重ねてあなたを苦しめない。 重ねてあなたを苦しめない。

あなたのなわめを切りはなす」。あなたからとり除き、

第二章

スラエルの栄えのようにされる。

彫像および鋳造を除き去る。 かたしはあなたの神々の家から、わたしはあなんの神々の家から、 彼は平安を宣べている。 彼は全く断たれる。 あなたに向かって攻めてこないからである。 よこしまな者は重ねて、 あなたの誓願をはたせ。 ユダよ、あなたの祭を行い、 | Bよ、良きおとずれを伝える者の足は山の上にある。 わたしはあなたの墓を設ける」。 あなたは罪深い者だから、 「あなたの名は長く続かない。「四主はあなたについてお命じになった、

その兵士は紅に身をよろう。 その勇士の盾は赤くいろどられ

そのぶどうづるを、そこなったからである。

かすめる者が彼らをかすめ、

戦車はその備えの日に、火のように輝き、
だいます。

軍馬はおどる。

大路に飛びかける。大路に飛びかける。 宮殿はあわてふためく。 へ川々の門は開け、 かおがわ もん ひら 城壁に向かって急いで行って大盾を備える。 五将士らは召集され、 彼らはその道でつまずき倒れたお 彼らはたいまつのように輝き、 いなずまのように飛びかける。

その水は注ぎ出された。 ハニネベは池のようであったが、 胸を打って、はとのようにうめく。 その侍女たちは悲しみ、 ふりかえるものもない。 立ち止まれ、立ち止まれ」と呼んでも、

セその王妃は裸にされて、 <sup>ょうひ はだか</sup>

捕われゆき、

九銀を奪え、

金を奪え。

の使者の声は重ねて聞かれない。

を滅ぼす。わたしはまた、あなたの獲物を地から断つ。あなたを滅ぼす。わたしはまた、あなたの獲物を地から断つ。あなたはあなたの戦車を焼いて煙にする。つるぎはあなたの若いしし I 万軍の主は言われる、見よ、わたしはあなたに臨む。 変してその穴を満たし、 獲物をもってその穴を満たし、 雌じしのために獲物を絞め殺し、 若いししの穴はどこであるか。 引き裂いた肉をもってそのすみかを満たした。 三雄じしはその子じしのために引き裂き、 その子じしと共にいても、これを恐れさせる者はない。 そこに雄じしはその獲物を携え行き、 すべての顔は色を失った。すべての腰には痛みがあり、 心は消え、ひざは震え、 □○消えうせ、むなしくなり、 もろもろの尊い物はおびただしい。 その宝は限りなく こししのすみかはどこであるか。 荒れはてた。 わたし

多くの淫行のためであって、四これは皆あでやかな遊女の恐るべき魔力と、四これは皆あでやかな遊女の恐るべき魔力と、 死体は数限りなく、人々はその死体につまずく。しかばねは山をなす。 三騎兵は突撃し、 こむちの音がする。 五万軍の主は言われる、 ばんぐん しゅ い あなたの裸を諸民に見せ、 わたしはあなたのすそを顔の上まであげ、見よ、わたしはあなたに臨む、 その魔力をもって諸族を売り渡したものである。 その淫行をもって諸国民を売り、 殺される者はおびただしく かける馬があり、 その中には偽りと、ぶんどり物が満ち、 わざわいなるかな、 つるぎがきらめき、やりがひらめく。 略奪はやまない。 走る戦車がある。 車輪のとどろく音が聞える。 血を流す町。

\* わたしは汚らわしい物を、あなたの上に投げかけて、あなたの恥じる所を諸国に見せる。

尋ね出し得よう。 たず た き から彼女を慰める者を、 わたしはどこから彼女を慰める者を、 だれがこのために嘆こう。 「ニネベは滅びた」と。 あなたを避けて逃げ去って言う、 セ すべてあなたを見るものは あなたをはずかしめ、あなたを見ものとする。

水をその垣としている。 楽をとりでとなし、 水をその周囲にめぐらし、 これはナイル川のかたわらに座し、 ∧あなたはテーベにまさっているか。

n その力はエチオピヤ、またエジプトであって、 その子供もすべてのちまたのかどで打ち砕かれ、 プトびと、リビヤびともその助け手であった。 限りがない。 □ しかし、これもとりことなって捕えられて行き、

こあなたもまた酔わされて気を失い、 その大いなる人々は皆、鎖につながれた。 その尊い人々はくじで分けられ、

あなたは敵を避けて逃げ場を求める。 三あなたのとりでは皆

> 初なりの実をもつ、いちじくの木のようだ。 食べようとする者の口にはいる。 これをゆすぶればその実は落ちて I 見よ、あなたのうちにいる兵士は女のようだ。 へいしょとは

|四籠城のために水をくめ。

粘土の中にはいって、しっくいを踏み、あなたのとりでを堅めよ。

れんがの型をとれ。

I 垂 その所で火はあなたを焼き、

それはいなごのようにあなたを食い滅ぼす。 つるぎはあなたを切る。

あなたはいなごのように数を増せ。

ばったのようにふえよ。

I+ あなたの君たちは、ばったのように、 いなごは羽をはって飛び去る。 | < あなたは自分の商 人を天の星よりも多くした。

日が出て来ると飛び去る。寒い日には垣にとまり、あなたの学者たちは、いなごのように、あなたの学者にあれていなごのように、

そのありかはだれも知らない。

スアッスリヤの王よ、 \*\*\*
あなたの牧者は眠り、あなたの貴族はまどろむ。あなたの民は山の上に散らされ、 これを集める者はない。 これを集める者はない。 これを集める者はない。 あなたの母は重い。 あなたの時について手を打つ。 あなたの事について手を打つ。 あなたの事について手を打つ。 あなたの事について手を打つ。 がれひとりあるか。 だれひとりあるか。

# ハバクク書

#### 第一章

- 預言者ハバククが見た神の託宣。

悪人は義人を囲み、公義は曲げて行われている。

「とくにん」ぎょん。から、こうぎ、ましたない。
「はいれいな、神法はゆるみ、公義は行われず、四それゆえ、神法はゆるみ、公義は行われず、 略奪と暴虐がわたしの前にあり、何ゆえ、わたしに災を見せられるのか。 人がこの事を知らせても、 н 諸国民のうちを望み見て、 のそ み = 主よ、わたしが呼んでいるのに これはたけく、激しい国民であって、 木見よ、わたしはカルデヤびとを興す。 あなたがたはとうてい信じまい。 わたしはあなたがたの日に一 驚け、そして怪しめ。 また論争があり、闘争も起っている。 ≡あなたは何ゆえ、わたしによこしまを見せ、 あなたは助けて下さらないのか。 わたしはあなたに「暴 虐がある」と訴えたが いつまであなたは聞きいれて下さらないのか。 つの事をする

岩よ、あなたは彼らを懲しめのために立てられた。主よ、あなたは彼らをさばきのために備えられた。わたしたちは死んではならない。わたしたちは死んではならない。ここわが神、主、わが聖者よ。

彼らは罪深い者で、おのれの力を神となす。タネボー゚ータネ゙ボー もの、 もから ウネス

ここうして、彼らは風のようになぎ倒して行き過ぎる。

第二章

こわたしはわたしの見張所に立ち、 物見やぐらに身を置き、

何ゆえ黙っていられるのですか。 悪しき者が自分よりも正しい者を、のみ食らうのに、悪しき者が自分よりも正しい者を、のみ食らうのに、何ゆえ不真実な者に目をとめていられるのですか。 また不義を見られない者であるのに、 無情にも諸国民を殺すのであろうか。

はいると、これで、彼はいつまでもその網の獲物を取り入れて、 これによって彼はぜいたくに暮し、 |四あなたは人を海の魚のようにし、 その食物も豊かになるからである。 その引き網に香をたく。 こうして彼は喜び楽しむ。 引き網でこれを集め、 網でこれを捕え、 |五彼はつり針でこれをことごとくつり上げ、 治める者のない這う虫のようにされる。 <それゆえ、彼はその網に犠牲をささげ、

彼の欲は陰府のように広い。 高ぶる者は定まりがない。 ニ主はわたしに答えて言われた、 万国をおのれに集め、 яまた、酒は欺くものだ。 四見よ、その魂の正しくない者は衰える。 それは必ず臨む。 滞りはしない。 この幻はなお定められたときを待ち、 「この幻を書き、 彼は死のようであって、 しかし義人はその信仰によって生きる。 もしおそければ待っておれ。 終りをさして急いでいる。それは偽りではない。 これを板の上に明らかにしるし、 万民をおのれのものとしてつどわせる」。 走りながらも、これを読みうるようにせよ。 飽くことなく、

望み見て、彼がわたしになんと語られるかを見る。

わたし自らなんと答えたらよかろうかを見よう。

またわたしの訴えについて

悪をもって町を築く者よ。血をもって町を建て、

三わざわいなるかな、

梁は建物からこれに答えるからである。

おのれに属さないものを増し加える者よ。 おのれに属さないものを増し加える者よ。 いつまでこのようであろうか。 したものれを重くする者よ」。 質物でおのれを重くする者よ」。 質物でおのれを重くする者よ」。 をあなたを激しくゆすぶる者は目ざめないであろうか。 みなたを激しくゆすぶる者は目ざめないであろうか。 その時あなたは彼らにかすめられる。 そのもろもろの民の残れる者は皆あなたをかすめる。 これは人の血を流し、 といったからである。 ないずを、おいなるかな、 かが家のために不義の利を取る者よ。 までして、ものために高い所に巣を構えようと、 がのが家のために不義の利を取る者よ。 まのが家のために不義の利を取る者よ。 まのが家のために不義の利を取る者よ。 このあなたは事をはかって自分の生命を失った。 多くの民を滅ぼして、自分の生命を失った。 多くの民を滅ぼして、自分の生命を失った。 こっているから呼び、

暴虐を行ったからである。 これは人の血を流し、 あなたもまた飲んでよろめけ。 彼らの隠し所を見ようとする者よ。 これは万軍の主から出る言葉ではないか。 その造ったものに頼んでみても、 その作者が物言わぬ偶像を造って、 その作者がこれを刻んだとてなんの益があろうか。 獣のような滅亡は、 | t あなたがレバノンになした暴虐は、 恥はあなたの誉に代る。 主の右の手の杯は、あなたに巡り来る。 その隣り人に怒りの杯を飲ませて、 地は主の栄光の知識で満たされるからである。 なんの益があろうか。 「八刻める像、鋳像および偽りを教える者は、 国と町と、町の中に住むすべての者に、 一五わざわいなるかな、 |四海が水でおおわれているように、 もろもろの国びとはむなしい事のために疲れる。 | 六あなたは誉の代りに恥に飽き、 あなたを恐れさせる。 れ あなたを倒し、 でを酔わせ、

I 見よ、もろもろの民は火のために労し、

そのさんびは地に満ちた。その栄光は天をおおい、

一セラ

聖者はパランの山からこられた。

1ヵわざわいなるかな、 \*に向かって、さめよと言い、 物言わぬ石に向かって、起きよと言う者よ。 物言わぬ石に向かって、起きよと言う者よ。 見よ、これは金銀をきせたもので、 見よ、これは金銀をきせたもので、 見よ、これは金銀をきせたもので、 しかし、主はその聖なる宮にいます、 なが、います。 その中には命の息は少しもない。 その中には命の息は少しもない。

### 第三章

ニシギョノテの調べによる、 ニシ・ ニ主よ、わたしはあなたのみわざを見て恐れます。 主よ、わたしはあなたのみわざを見て恐れます。 この年のうちにこれを知らせてください。 というとしているが、というとしているが、というとしばあなたののののでであれます。 この年のうちにこれを知らせてください。 怒る時にもあわれみを思いおこしてください。

こ 飛び行くあなたの矢の光のために、淵は声を出して、その手を高くあげた。荒れ狂う水は流れいで、

10 山々はあなたを見て震い、

ぶどうの木は実らず、

いちじくの木は花咲かず、

怒って諸国民を踏みつけられた。 I = あなたはあなたの民を救うため、 こあなたは憤って地を行きめぐり、 日も月もそのすみかに立ち止まった。 電光のようにきらめく、あなたのやりのために、

彼を腰から首まで裸にされた。(セラ あなたは悪しき者の頭を砕き、 あなたの油そそいだ者を救うために出て行かれた。 彼らはわたしを散らそうとして、タネ |四あなたはあなたのやりで将軍の首を刺しとおされた。

わたしのくちびるはその声を聞いて震える。 海と大水のさかまくところを踏みつけられた。 | 五あなたはあなたの馬を使って、 「、わたしは聞いて、わたしのからだはわななき

つむじ風のように来、

わたしの歩みは、 腐れはわたしの骨に入り、 わたしの下によろめく。

悩みの日の臨むのを静かに待とう。かたしはわれわれに攻め寄せる民の上にわたしはわれわれに攻め寄せる民の上に

田畑は食物を生ぜず、たはたしょくもつしょう オリブの木の産はむなしくなり、

牛舎には牛がいなくなる。 おりには羊が絶え、

わが救の神によって喜ぶ。 「へしかし、わたしは主によって楽しみ、

わたしに高い所を歩ませられる。 わたしの足を雌じかの足のようにし、 |九主なる神はわたしの力であって、

聖歌隊の指揮者によって歌わせる。これを琴に合わせ、

たまにそむいて従わない者、
ものしたが したが もの
もの
もの
かれています。

主に誓いを立てて拝みながら、

またミルコムをさして誓う者、

五また屋上で天の万象を拝む者、 またによう てん ばんしょう おが もの

偶像の祭司の名とを断つ。

わたしはこの所からバアルの残党と、すべての住民との上に手を伸べる。

四「わたしはユダとエルサレムの

# ゼパニヤ書

### 第一章

- ユダの王アモンの子ョシヤの世に、ゼパニヤに臨んだ主の言葉。ゼパニヤはクシの子、クシはゲダリヤの子、ゲダリヤはアマリヤの子、アマリヤはとゼキヤの子である。 ニ主は言われる、 ニ主は言われる、 ニ主は言われる、 かたしは人も獣も一掃し、 での鳥、海の魚をも一掃する。 空の鳥、海の魚をも一掃する。 やたしは悪人を倒す。 かたしは地のおもてから人を絶ち滅ぼす」。 わたしは地のおもてから人を絶ち滅ぼす」。 かたしは地のおもてから人を絶ち滅ぼす」。

主を求めず、主を尋ねない者を断つ」。 主はすでに犠牲を備え、 主はすでに犠牲を備え、 主はすでに犠牲を備え、 をの母は近づき、 たっというでは言いいます。 たっというでに、 たっというでに、 たっというでに、 たっというでは、まるでのおよびすべて異邦の衣服を着る者を罰する。 およびすべて異邦の衣服を着る者を罰する。 およびすべて異邦の衣服を着る者を罰する。 なっというでは言われる、 この主は言われる、 この主は言われる。

『主は良いことも、悪いこともしない』とその心の中で

0

彼らの肉は糞土のように捨てられる。なれるの血はちりのように流され、彼らの血はちりのように流され、彼らが主に対して罪を犯したからである。すしのように歩かせる。 主の日の声は耳にいたい。近づいて、すみやかに来る。 彼らは家を建てても、それに住むことができない、彼らの家は荒れはてる。 堅固な町と高いやぐらを攻める日である。
サーペー \*トゥ たが - もわたしは人々になやみを下して、 ナンド www ときの声の日、 コスラッパとときの声の日、 なやみと苦しみの日、 そこに、勇士もいたく叫ぶ。 - 四主の大いなる日は近い、 ぶどう畑を作っても、そのぶどう酒を飲むことができな I = 彼らの財宝はかすめられ、 言う人々をわたしは罰する。 玉その日は怒りの日 いかりの日

第二章

三すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主の憤りの日がまだあなたがたに来ない前に。主の激しい怒りがまだあなたがたに臨まない前に、主の激しい怒りがまだあなたがたに臨まない前に、主の激しい怒りがまだあなたがたに臨まない前に、 主は地に住む人々をたちまち滅ぼし尽される。全地は主のねたみの火にのまれる。されるという。また、まではないのでのまれる。といいの日には彼らを救うことができない。といいかりの日には彼らを救うことができない。 こすなわち、 共につどい、集まれ。 - あなたがた、 ハ彼らの銀も金も、 もみがらのように追いやられる前に、 恥を知らぬ民よ、

そうすればあなたがたは主の怒りの日に、 四ともあれ、ガザは捨てられ 謙遜を求めよ。 あるいは隠されることがあろう。 アシケロンは荒れはて、

正義を求めよ。

アシドドは真昼に追い払われ、

羊飼の牧草地となり、<海べよ、あなたは牧場となり、< その幸福を回復されるからである。彼らの神、主が彼らを顧み、 夕暮にはアシケロンの家に伏す。彼らはその所で群れを養い、ない。 主の言葉があなたがたに臨む。ペリシテびとの地、カナンよ、 自ら誇って彼らの国境を侵した。 住む者がないようにする。わたしはあなたを滅ぼして、 モアブは必ずソドムのようになる。 わたしは生きている。 れそれゆえ、万軍の主、 彼らはわが民をあざけり ^ 「わたしはモアブのあざけりと また羊のおりとなる。 アンモンの人々の、ののしりを聞いた。 、ンモンの人々はゴモラのようになる。 イスラエルの神は言われる。

海べに住む者、ケレテの国民。

五わざわいなるかな、

彼らが万軍の主の民をあざけり、 わが国民の残りの者はこれを所有する」。わが民の残りの者は彼らをかすめ、 からすは、その敷居の上に鳴く。 はげたかや、やまあらしはその柱の頂に住み、「四家畜の群れ、もろもろの野の獣はその中に伏し、 もろもろの国の民は、 主は地のすべての神々を飢えさせられる。 永遠に荒れ地となる。 せんりょう いらくさと塩穴とがここを占 領して、 その香柏の細工が裸にされるからである。 荒野のような、かわいた地とされる。 アッスリヤを滅ぼし、 わがつるぎによって殺される。 おのおの自分の所から出て主を拝む。 こ主は彼らに対して恐るべき者となられる。 ニネベを荒して、 I 主はまた北に向かって手を伸べ、 みずから誇ったからである。 このこの事の彼らに臨むのはその高ぶりによるのだ。 ふくろうは、その窓のうちになき、 三 エチオピヤびとよ、あなたがたもまた

その心の中で、 I 五この町は勝ち誇って、安らかに落ち着き、

ただわたしだけだ、

言った町であるが、 わたしの外にはだれもない」と

獣の伏す所になってしまった。 ここを通り過ぎる者は このように荒れはてて、

皆あざけって、手を振る。

### 第三章

このそむき汚れた暴虐の町。 わざわいなるかな

主に寄り頼まず、懲しめを受けいれず、

これはだれの声にも耳を傾けず、

おのれの神に近よらない。

■その中にいるつかさたちは、ほえるしし、

彼らは朝まで何一つ残さない。そのさばきびとたちは、夜のおおかみで、 

> я その中にいます主は義であって、不義を行われない。 しかし不義な者は恥を知らない。 朝ごとにその公義を現して、誤ることがない。

「わたしは諸国民を滅ぼした。

そのやぐらは荒れはてた。

ちまたを行き来する者もない。 わたしはそのちまたを荒したので、

その町々は荒れすたれて、

人の姿もなく、住む者もない。

せわたしは言った、

ハ主は言われる、 しかし彼らはしきりに自分の行 状を乱した」。 これはわたしが命じたすべての事を見失わない』と。 『これは必ずわたしを恐れ、懲しめを受ける。

「それゆえ、あなたがたは、 わたしが立って、

証言する日を待て。

わたしの決意は諸国民をよせ集め、

わが憤り、わが激しい怒りをもろもろの国を集めて、

全地は、 ことごとくその上に注ぐことであって、 ねたむわたしの怒りの火に

焼き滅ぼされるからである。

ヵその時わたしはもろもろの民に清きくちびるを与え、 \*\*\* すべて彼らに主の名を呼ばせ

心を一つにして主に仕えさせる。

10わたしを拝む者、

エチオピヤの川々の向こうから来て、わたしが散らした者の娘は わたしに供え物をささげる。

こその日には、

あなたはわたしにそむいたすべてのわざのゆえに、

その時わたしはあなたのうちから、 はずかしめられることはない。

高ぶって誇る者どもを除くゆえ、

三わたしは柔和にしてへりくだる民を、 あなたは重ねてわが聖なる山で、高ぶることはない。

彼らは主の名を避け所とする。あなたのうちに残す。

| 三イスラエルの残りの者は不義を行わず、 偽りを言わず、いつゎ

その口には欺きの舌を見ない。

彼らをおびやかす者はいない」。それゆえ、彼らは食を得て伏し、 シオンの娘よ、喜び歌え。

> エルサレムの娘よ、心のかぎり喜び楽しめ。 I 五 主はあなたを訴える者を取り去り、 イスラエルよ、 喜び呼ばわれ

あなたの敵を追い払われた。

あなたはもはや災を恐れることはない。 イスラエルの王なる主はあなたのうちにいます。 - ヘ その日、人々はエルサレムに向かって言う、

「シオンよ、恐れるな。

あなたの手を弱々しくたれるな。

勇士であって、勝利を与えられる。 エー あなたの神、主はあなたのうちにいまし、

彼はあなたのために喜び楽しみ、

その愛によってあなたを新にし、

祭の日のようにあなたのために喜び呼ばわられる」。 - ^ 「わたしはあなたから悩みを取り去る。

あなたは恥を受けることはない。

わたしはことごとく処分し、 1ヵ見よ、その時あなたをしえたげる者を

彼らの恥を誉にかえ、 足なえを救い、追いやられた者を集め、

全地にほめられるようにする。

こっその時、 わたしはあなたがたを連れかえる。

## ハガイ書

### 第一章

- ダリヨス王の二年六月、その月の一日に、主の言葉が預言者ハガイによって、シャルテルの子、ユダの総督ゼルバベル、およびヨザダクの子、大祭司ヨシュアに臨んだ、ニ「万軍の主はこう言われる、この民は、主の家を再び建てる時は、まだこないと言っわれる、この民は、主の家を再び建てる時は、まだこないと言っわれる、この民は、主の家を再び建てる時は、まだこないと言った。
ここの家はこのように荒れはてているのに、あなたがたは、みずいら板で張った家に住んでいる時であろうか。エそれで今、万軍の主はこう言われる、あなたがたは自分のなすべきことをよく考えるがよい。本あなたがたは多くまいても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着て食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。飲んでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。かんでも、満たされない。着で食べても、飽きることはない。かんでも、満たされない。着てためただ。

の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。
の作物にも、ひでりを呼び寄せた」。

### 第二章

ザダクの子、大祭司ヨシュア、および残りのすべての民に告げてイに臨んだ、=「シャルテルの子、ユダの総督ゼルバベルと、ヨーダリヨス王の二年の七月二十一日に、主の言葉が預言者ハガーダリヨス王の二年の七がっ

は、はいって来て、わたしは栄光をこの家に満たすと、万軍の主いた地とを震う。ゎわたしはまた万国民を震う。万国民の財宝の、しばらくして、いま一度、わたしは天と、地と、海と、かわる、しばらくして、いま一度、 勇気を出せ。 働け。わたしはあなたがたと共にいると、万軍のゅうき だ はなく これはあなたがたの目には、無にひとしいではないか。四主は言 がたのうちに宿っている。恐れるな。^ 万軍の主はこう言われ しがあなたがたに、約束した言葉である。わたしの霊が、あなた きいと、万軍の主は言われる。わたしはこの所に繁栄を与える 主は言われる。耳これはあなたがたがエジプトから出た時、わた シュアよ、勇気を出せ。主は言われる。 われる、ゼルバベルよ、勇気を出せ。ヨザダクの子、大祭司ヨ を見た者はだれか。 言え、『あなたがた残りの者のうち、 と、万軍の主は言われる』」。 あなたがたは今、 この状態をどう思うか。 以前の栄光に輝く主の家いぜん えいこう かがや しゅ いえ この地のすべての民よ、

のとなるか』と」。祭司たちは「ならない」と答えた。」三ハガイが、またはどんな食物にでもさわったなら、それらは聖なるもちに尋ねて言え、三『人がその衣服のすそで聖なる肉を運んでちに尋ねて言え、三『人がその衣服のすそで聖なる肉を運んでいて祭司た。」「万軍の主はこう言われる、律法について祭司たに臨んだ、二「万軍の主はこう言われる、律法について祭司たい。」(「万軍の主は、「の衣服のするでとなる肉を運んである。」「の女リヨスの二年の九月二十四日に、主の言葉が預言者ハガイの女リヨスの二年の九月二十四日に、主の言葉が預言者ハガイの女リヨスの二年の九月二十四日に、主の言葉が預言者ハガイ

すえた日から後の事を心にとめるがよい。 | 丸種はなお、納屋にわち、九月二十四日よりの事を思うがよい。また主の宮の基をおかったと主は言われる。 | へあなたがたはこの日より後、すななかったと主は言われる。 べての手のわざを撃った。しかし、あなたがたは、わたしに帰られと、腐り穂と、ひょうをもってあなたがたと、あなたがたのす 行ったが、わずかに十枡を得、また五十桶をくもうとして、酒ぶんなであったか。「^あの時には、二十枡の麦の積まれる所にしょ。 この国も、わたしの前では、そのようである。 恵みを与える」。 まだ実を結ばない。 あるか。ぶどうの木、いちじくの木、ざくろの木、オリブの木も ねに行ったが、二十桶を得たのみであった。「モわたしは立ち枯れ のである。一五今、 もそのようである。その所で彼らのささげるものは、 えた。四そこで、ハガイは言った、「主は言われる、この民も、 はまた言った、「もし、死体によって汚れた人が、 い。主の宮で石の上に石が積まれなかった前、あなたがたは、ど にさわったなら、それは汚れるか」。 あなたがたはこの日から、後の事を思うがよ。その所で彼らのささげるものは、汚れたも しかし、わたしはこの日から、 祭司たちは またその手のわざ 「汚れる」と答 これらの一つ あなたがたに

また戦車、およびこれに乗る者を倒す。馬およびこれに乗る者の。三 わたしは国々の王位を倒し、異邦の国々の力を滅ぼし、う。三 わたしは国々の王位を倒し、異邦の国々の力を滅ぼし、「ユダの総督ゼルバベルに告げて言え、わたしは天と地を震っての月の二十四日に、主の言葉がふたたびハガイに臨んだ、ニューのこの月の二十四日に、主の言葉がふたたびハガイに臨んだ、ニューのと

する。わたしはあなたを選んだからであると、万軍の主は言われる、その日、わたしはあなたを立て、あなたを印章のように言われる、シャルテルの子、わがしもベゼルバベルよ、主は言わは、たがいにその仲間のつるぎによって倒れる。 三 万軍の主はは、たがいにその仲間のつるぎによって倒れる。 三 万軍の主は

れる」。

セダリヨスの第二年の十一月、 だい ねん がっ

主の言葉がイドの子ベレキヤの子である預言者ゼカリューニとは、スの第二年の十一月、すなわちセバテという月の二十スの第二年の十一月、すなわちセバテという『き

## ゼカリヤ

### 第

預言者たち、彼らは永遠に生きているのか。<しかしわたしのしまげる」と、 ならはどこにいるか。主は言われる。mあなたがたの先祖たち、彼らはどこにいるか。れ』と。 しかし彼らは聞きいれず、耳をわたしに傾けなかったと の主はこう仰せられる、悪い道を離れ、悪いおこないを捨てて帰ない。先の預言者たちは、彼らにむかって叫んで言った、『万軍は仰せられる。四あなたがたの先祖たちのようであってはならは如せられる。四あなたがたの ちに対して、いたくお怒りになった。『それゆえ、万軍の主はこ子である預言者ゼカリヤに臨んだ、『「主はあなたがたの先祖た子である預言者ゼカリヤに臨んだ、』「主はあなたがたの先祖た「ダリヨスの第二年の八月に、 主の言葉がイドの子ベレキヤの「ダリヨスの第二年の八月に、 」。 ごとば て言った、『万軍の主がわれわれの道にしたがい、おこないにたがたの先祖たちに及んだではないか。それで彼らは立ち返ったがたの世代で に帰れ、そうすれば、わたしもあなたがたに帰ろうと、万軍の主う仰せられると、彼らに告げよ。 万軍の主は仰せられる、わたしょ。 おりされたのだ』と」。 もべである預言者たちに命じたわが言葉と、わが定めとは、あな われわれに、なそうと思い定められたように、 かし彼らは聞きいれず、耳をわたしに傾けなかったと そのと

я安らかにいる国々の民に対して、大いに怒る。 なぜなら、わたゃり ない ないない ないない ないなるねたみを起し、 ニルサレムのため、シオンのために、 大いなるねたみを起し、 ニ こすると主の使は言った、『万軍の主よ、あなたは、いつまでエ言った、『われわれは地を見回ったが、全地はすべて平穏です』。言うと、こ彼らは答えて、ミルトスの中に立っている主の使に言うと、こがれ ばわって言いなさい。万軍の主はこう仰せられます、 られた。「四そこで、わたしと語る天の使は言った、『あなたは呼はわたしと語る天の使に、ねんごろな慰めの言葉をもって答え 『これらは地を見回らせるために、 天の使は言った、『これがなんであるか、あなたに示しましょが『わが主よ、これらはなんですか』と尋ねると、わたしと語る に立ち、その後に赤馬、栗毛の馬、白馬がいた。ヵその時わたした。 からら あからま くりげ うま じろうま とう かとりの人が赤馬に乗って、谷間にあるミルトスの木の中ると、ひとりの人が赤馬に乗って、谷間にあるミルトスの木の中 れ、測りなわはエルサレムに張られると、万軍の主は仰せられれみをもってエルサレムに帰る。わたしの家はその中に建ていれみをもってエルサレムに帰る。わたしの家はその中に建てい であると。「<それゆえ、主はこう仰せられます、 しが少しばかり怒ったのに、彼らは、大いにこれを悩ましたから ルサレムとユダの町々とを、 <sup>まちまち</sup> う」。 ヤに臨んだ。 あなたはお怒りになって、 — 七 あなたはまた呼ばわって言いなさ すると、ミルトスの木の中に立っている人が答えて、 そしてゼカリヤは言った、^「 すでに七十年になりました』。三主 あわれんで下さらないのですか。 主がつかわされた者です』と わたしは 万軍の主はこう その中に建てら、わたしはあわ わたしは 見み T

### 第二章

> 栄光となる』と」。 『いっちょう できょうくき ゆせられます、わたしはその周囲で火の城壁となり、その中から

に静まれ。 る。 国民が主に連なって、わたしの民となる。が来て、あなたの中に住むからである。こ しは彼らの上に手を振る。彼らは自分に仕えた者のとりことなりをつかわされた万軍の主は、こう仰せられる、ヵ「見よ、わたしをつかわされた なたがたにさわる者は、彼の目の玉にさわるのであるから、あ、バビロンの娘と共にいる者よ、シオンにのがれなさい。 た主は仰せられる、さあ、北の地から逃げて来なさい。
からいます。 レムを再び選ばれるであろう」。こすべて肉なる者よ、 たことを知る。 に住む。III あなたは万軍の主が、わたしをあなたにつかわされ とを知る。一〇主は言われる、シオンの娘よ、 たがたを捕えていった国々の民に、その栄光にしたがって、 あなたがたを、天の四方の風のように散らしたからである。 その時あなたがたは万軍の主が、 。あなたの中に住むからである。ニ その日には、多くのる。1○主は言われる、シオンの娘よ、喜び歌え。わたしの時あなたがたは万軍の主が、わたしをつかわされたこ 主はその聖なるすみかから立ちあがられたからで わたしはあなたの中 わたし 、わた エのませ ハあ t

### 第三章

る。

時に主は大祭司ヨシュアが、主の使の前に立ち、サタンがそのとき、ショーだいさいし

わたしはこの

の日には、あなの地の罪を、一

の

あなたがたはめいめ

ふたがたはめいめいその隣り人を招い日の内に取り除く。1○万軍の主は言います。 ▽ ばんぐ ショ いにょうすから文字を彫刻する。そして

にわたしが置いた石の上に、すなわち七つの目をもっているこ枝を生じさせよう。ヵ万軍の主は言われる、見よ、ヨシュアの前続しょう

つの石の上に、わたしはみずから文字を彫刻する。

るべき人々だからである。見よ、わたしはわたしのしもべなる。

ことを得させる。<大祭司ヨシュアよ、あなたも、

すわっている同 僚たちも聞きなさい。

彼らはよいしるしとな

あなたの前に

ならば、わたしの家をつかさどり、わたしの庭を守ることができ せられる、あなたがもし、わたしの道に歩み、わたしの務を守る

わたしはまた、ここに立っている者どもの中に行き来する。

着て、み使の前に立っていたが、四み使は自分の前に立っているがら取り出した燃えさしではないか」。=ヨシュアは汚れた衣をから取り出した燃えさしではないか」。=ヨシュアは汚れた衣をちエルサレムを選んだ主はあなたを責めるのだ。これは火の中タンに言われた、「サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわタンに言われた、「サタンよ、主はあなたを責めるのだ。すなわ 着せた。主の使はかたわらに立っていた。
がぶらせなさい」。そこで清い帽子を頭にかぶらせ、 右に立って、これを訴えているのをわたしに示された。ニ主はサ

\* 主の使は、

ヨシュアを戒めて言った、セ「万軍の主は、こう仰いない。」

て、 ぶどうの木の下、 いちじくの木の下に座すのである」。

### 第 兀

左にあります」。四わたしはまたわたしと語る天の使に言った、できりの木が二本あって、一本は油をいれる器の右にあり、一本はその。 よらず、 れです。万軍の主は仰せられる、これは権勢によらず、能力にはわたしに言った、「ゼルバベルに、主がお告げになる言葉はこ 「わが主よ、これらはなんですか」。ヨわたしと語る天の使は答え の七本ずつの管があります。三また燭台のかたわらに、オリブ 皿があり、そのともしび皿は燭台の上にあって、これにおのおきら その上に油を入れる器があり、また燭台の上に七つのともしび たしに向かって「何を見るか」と言ったので、わたしは言った、 れ、これに恵みあれ』と呼ばわりながら、 ので、わたしは「わが主よ、知りません」と言った。^^すると彼�� て、「あなたはそれがなんであるか知らないのですか」と言った わたしは眠りから呼びさまされた人のようであった。二彼がわ あろう」。<主の言葉がわたしに臨んで言うには、ヵ「ゼルバベル 「わたしが見ていると、すべて金で造られた燭台が一つあって、 わたしと語 に恵みあれ』と呼ばわりながら、かしら石を引き出すでおまえはゼルバベルの前に平地となる。彼は『恵みあ わたしの霊によるのである。セ大いなる山よ、おまえは った天の使がまた来て、わたしを呼びさました。 の手はこの宮の健をすえた。彼の手はこれを完成する。その時の手はこの宮の健をすえた。彼の手はこれを完成する。その時の生はこの宮の健をすえた。彼の手はこれを完成する。その時の生はこの宮の健なが、わたしをあなたがたにつかわされたとを知る。こだれでも小さい事の日をいやしめた者は、ゼルバベルの手に、下げ振りのあるのを見て、喜ぶ。これらの七つのものは、あまねく全地を行き来する主の目である」。こわたしはまた彼に尋ねて、「燭台の左右にある、この二本の金の管によって、油をそれから注ぎ出すオリブの二枝はなんですか」と言った、三彼はわたしに答えて、「あなたはそれがなんですか」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのりません」と言った。「四すると彼は言った、「これらはふたりのまた。

### 第五章

るのです。四万軍の主は仰せられます、わたしはこれを出て行かるのです。四万軍の主は仰せられます、わたしはこれを出て行かると答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおと答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおと答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおとで、と答えた。三すると彼はまた、わたしに言った、「これは全地のおとで、と言ったので、「飛んでいる巻物を見た。」、「おいわたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。」、「おいわたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。」、「おいわたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。」、「おいわたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。」、「おいわたしがまた目をあげて見ていると、飛んでいる巻物を見た。」

に滅ぼすと」。
誓う者の家に入り、その家の中に宿って、これをその木と石と共いれた。 いえ はいしょう ない ない ない ない から いえ ない からり またわたしの名をさして必り せる。 これは盗む者の家に入り、またわたしの名をさしている。

国の出てきた物が、なんであるかを見なさい」と言った。<わたしの出てきた物が、なんであるかを見なさい」と言った。<わたしの出てきた物が、なんであるかを見なさい」と言った。<わたして見よ、鉛のふたを取りあげると、彼は「この出てきた物は、エが「これはなんですか」と言うと、彼は「この出てきた物は、エが「これはなんですか」と言うと、彼は「この出てきた物は、エが「これはなんですか」と言うと、彼は「これは罪悪である」と言って、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口て、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口て、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口で、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口で、その女をエパ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口で、その翼に風をはらんで、エパ枡を天と地との間に持ちあげた。「つわたしは、わたしと語る天の使に言った、「彼らはエパ枡を、どこへ持つて行くのですか」。こ 彼はわたしに言った、「シを、どこへ持つて行くのですか」。こ 彼はわたしに言った、「シャルの地で、女たちのために家を建てるのです。それが建てらナルの地で、女たちのために家を建てるのです。それが建てられると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのでれると、彼らはエパ枡をそこにすえ、それの土台の上に置くのです」。

### 第六章

わたしがまた目をあげて見ていると、四 両の戦車が二つの山\*\*\*

V そ

とりの祭司が

このふたりの間に平和

半和の一致が、その位のか

て出て行き、 出たがるのであった。それで彼が馬が出てくると、彼らは、地をあま た。四わたしは、わたしと語るみ使に尋ねた、「わが主よ、これら白馬を着け、第四の戦車には、まだらのねずみ色の馬を着けてい」。 ヵ主の言葉がまたわたしに臨んだ、10「バ しろうま っ だい せんには赤馬を着け、第二 から出てきた。その山 ると、彼らは、地をあまねくめぐるために、しきりにまだらの馬は南の国をさして出て行くのです」。 ェ の戦車には黒馬を着け、三第三の戦 。 当 非 「行って、 い山であった ビロンから帰ってき 地をあまねくめぐ 車には車の戦車 車し

知るようになる。 — 五 の声に聞き従うならば、このようになる」。 ヤ あ の子ヨシヤの記念として、主の宮に納められ る また遠い所の者どもが来て、 てあなたがたは万軍の主が、 四 またその冠 あなたがたがもし励んで、 はヘルダイ、 主の宮を建てることを助ける。 わたしをつかわされたことを トビヤ、 エダヤおよびゼパニ あなたがたの神、

#### 第 七

日に、主の言葉がからなります。 七月とに断食し、かつ泣き悲しんだ時、はたして、わたしのためず。 だんじょ ないなさい、あなたがたが七十年の間、五月とよび祭司に告げて言いなさい、あなたがたが七十年の間、五月と 預言者に問わせて言った、「わたしは今まで、\*\*\*ザペン\*\*\* とかつ万軍の主の宮にいる祭の恵みを請い、三かつ万軍の主の宮にいる祭 に断食したか。 の時、万軍の主の言葉がわたしに臨んだ、五「地のすべての民、おいた。」はなべい。これは、このでは、これのない。これによる。これには、これのは、これのは、これには、これには、これには、これには、これには、 たように、五月に泣き悲しみ、かつ断食すべきでしょうか」。四こ めく こ ばんぐん しゅ みゃ さいし とシャレゼル、レゲン・メレクおよびその従者をつかわして、 地ゥム 0) いがその周囲の町々と共に、人が住み、栄えていた時、ときのために食い、自分のために飲むのではないか。± 昔からのために飲むのではないか。± 昔からのために飲むのではないか。± せい および )平野にも、 の言葉がゼカリヤに臨んだ。こその時ベテルの人々は、 い、三かつ万軍の主の宮にいる祭司に問わせ、 \* あなたがたが食い飲みする時、 第四年の九月、 人が住んでいた時に、 すなわちキスリウという月の さきの預言者たちに 多年おこなってき か。 セ 昔 それは全く自分 また南の エルサレ つ

「ようれる、見よ、その名を枝という人がある。彼は自分のシュアの頭にかぶらせて、三彼に言いなさい、『万軍の主は、こけ取って、一つの冠を造り、それをヨザダクグコントにした。 しゅんての日にモノニ・

ての光栄を帯び、その位に座して治める。その位の、して、主の宮を建てる。ここすなわち彼は主の宮を、いった。

け取って、一つの冠を造り、それをヨザダクの子である大祭司ヨその日にゼパニヤの子ヨシヤの家に行き、二彼らから金銀を受った。

たかの捕囚の中から、ヘルダイ、トビヤおよびエダヤを連れて、

みっ。よって、主がお告げになった言葉は、これらの事ではなかったよって、主がお告げになった言葉は、これらの事ではなかった

### 第八章

られる、『わたしはシオンのために、大いなるねたみを起し、ま一万軍の主の言葉がわたしに臨んだ、三「万軍の主は、こう仰せ」は、ペペートの「は人ぐん」といった。

たこれがために、大いなる憤りをもってねたむ』。三主はこう仰むられる、『わたしはシオンに帰って、エルサレムの中に住む。エルサレムは忠信な町ととなえられ、万軍の主の山は聖なる山と、となえられる』。『石がようには、男の子、かのおのつえを手に持つ。五またその町の街路には、男の子、女の子が満ちて、街路に遊び戯れる』。「石軍の主は、こう仰せられる、『モルサレムは忠信な町ととなえられ、万軍の主の山は聖なる山と、となえられる。『その日には、たとい、この民の残れるもの目に、不思議な事であつうか』と万軍の主は、たとい、この民の残れるもの目に、不思議な事であっても、それはわたしの目にも、おしました。「日よく、おのおのでは、たとい、この民の残れるもの。「日よく、おのおのでは、たとい、この民の残れるもの。「日よく、おのおのでは、たとい、この民の残れるもの。「日よく、おのおのでは、たとい、この民の残れるもの目にも、おいましょう。」「はくく、おのおの」と「日本の主は、たとい、この民の残れるものは、こう仰せられる、『見よ、わが民を東の国から、また西の国からないとなり、わたしは彼らの神となって、共に真実と正義とをもって立つ』」。

れ 万軍の主は、こう仰せられる。 こそこには、平和と繁栄とれ 万軍の主は、こう仰せられる、「万軍の主の家である宮を建てれたのこの民の民の残れる者も、あだのために安全ではなかった。 わたしはまた人々を相たがいにそむかせた。 こしかし今た。 わたしのこの民の残れる者に対することは、さきの目のようは、わたしのこの民の残れる者に対することは、さきの目のようは、わたしのこの民の残れる者に対することは、さきの目のようは、わたしのこの民の残れる者に対することは、さきの目のようは、わたしのこの民の残れる者に対することは、さきの目のようは、わたしのこの民の残れる者に対することは、である宮を建ているないと、 万軍の主は言われる。 ここそこには、 平和と繁栄とではないと、 「近くない」といる。

い。あなたがたの手を強くせよ」。
い。あなたがたの手を強くせよ」。
い。あなたがたの手を強くせよ」。
い。あなたがたが、国々の民の中に、のろいとなっていたように、これをことごとく与える。ニュダの家およびイスラエルのに、これをことごとく与える。ニュダの家およびイスラエルのに、わたしはあなたがたを救って祝福とする。恐れてはならない。あなたがたの手を強くせよ」。

国 万軍の主は、こう仰せられる、「あなたがたの先祖が、わたしい。 大海 とき まきい くだい ――万軍の主は言われる―― I ま そのように、 ――万軍の主は言われる―― I ま そのように、 わたしはまうに、 ――万軍の主は言われる―― I ま そのように、 わたしはまた今日、 エルサレムとユダの家に恵みを与えよう。 恐れてはなたない。 I 木 あなたがたのなすべき事はこれである。 あなたがたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたは互に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばたない。 かんしはこれらの事を憎むからであると、 主は言われらい。 かんしはこれらの事を憎むからであると、 主は言われる」。

### 第九章

上の言葉はハデラクの地に臨み、 主の言葉はハデラクの地に臨み、 主の言葉はハデラクの地に臨み、 主の言葉はハデラクの地に臨み、 これに境するハマテもまたそのとおりだ。 ニツロは自分のために、とりでを築き、 非常に賢いが、ツロとシドンもまた同様である。 非常に賢いが、ツロとシドンもまた同様である。 まを道ばたの泥のように積みだ。 金を道ばたの泥のように積んだ。 全を道ばたの泥のように積んだ。 その富を海の中に投げ入れられる。 彼は義なる者であって勝利を得、また。またの王はあなたの所に来る。見よ、あなたの王はあなたの所に来る。エルサレムの娘よ、呼ばわれ。 これもまた残ってわれわれの神に帰し、その歯の間から憎むべき物を取り除く。 見張りをし、行き来する者のないようにする。 <その時わたしは、わが家のために営を張って、 セまたその口から血を取り除き わたしが今、自分の目で見ているからである。 しえたげる者は、かさねて通ることがない。 またエクロンはエブスびとのようになる。 ユダの一民族のようになる。 わたしはペリシテびとの誇を断つ。 ュアシドドには混血の民が住む。 ガザには王が絶え、 はずかしめられて苦しむ。 エクロンもまたその望む所のものが ガザもまた見てもだえ苦しみ、 アシケロンには住む者がなくなり、 ルサレムの娘よ、呼ばわれ。

ェアシケロンはこれを見て恐れ、 \*\* これは火で焼き滅ぼされる。

彼は国々の民に平和を告げ、また、いくさ弓も断たれる。 ギリシヤの人々を攻めさせ、 シオンよ、わたしはあなたの子らを呼び起して、 わたしはかの水のない穴から、 大川から地の果にまで及ぶ。 その政治は海から海に及び、 その矢をいなずまのように射られる。 わたしはきょうもなお告げて言う、 あなたの捕われ人を解き放す。 あなたとの契約の血のゆえに、 すなわち、ろばの子である子馬に乗る。 柔和であって、ろばに乗る。 あなたを勇士のつるぎのようにさせる。 エフライムをその矢とした。 必ず倍して、あなたをもとに返すことを。タセム ロメス 三望みをいだく捕われ人よ、あなたの城に 二 あなたについてはまた、 エルサレムから軍馬を断つ。 □○わたしはエフライムから戦車を断ち、 | | わたしはユダを張って、わが弓となし、 四その時、主は彼らの上に現れて、

#### 第

### 一〇章

ーあなたがたは春の雨 の時に、

野の青草をおのおのに賜わる。

さいなずまを造り、大雨を人々に賜い、
南を主に請い求めよ。 占い師は偽りを見、 ニテラピムは、 たわごとを言い

> 夢見る者は偽りの夢を語り、 ゅゅみ もの いつわ ゆめ かた むなしい慰めを与える。

I 五万軍の主は彼らを守られるので、 はぐく しゅ がま まま あのつむじ風に乗って出てこられる。

主なる神はラッパを吹きならし、

彼らは石投げどもを食い尽し、踏みつける。

祭壇のすみのように浸される。
鉢のようにそれで満たされ、
はらはまたぶどう酒のように彼らの血を飲み、

三「わが怒りは牧者にむかって燃え、 牧者がないために悩む。 このゆえに、民は羊のようにさまよい、

天幕の杭も彼らから出、四隅石は彼らから出、四隅石は彼らから出、四隅石は彼らから出、これをみごとな軍馬のようにされるからである。 万軍の主が、その群れの羊であるユダの家を顧み、わたしは雄やぎを罰する。

いくさ弓も彼らから出、

道ばたの泥の中に敵を踏みにじる。
ないできょうできょうできょうできょうできょうになって、 支配者も皆彼らの中から出る。

穀物は若者を栄えさせ、「せそのさいわい、その麗しさは、

いかばかりであろう。

新しいぶどう酒は、

おとめを栄えさせる。

彼らは冠の玉のように、その地に輝く。
ないのないのように、その地に輝く。

その民を羊のように養われる。

二六その日、彼らの神、主は、彼らを救い、 かれ かれ かれ かれ すく

\* わたしはユダの家を強くし、 馬に乗る者どもを困らせる。 主が彼らと共におられるゆえに彼らは戦い、

わたしは彼らをあわれんで、彼らを連れ帰る。

゚ヨセフの家を救う。

彼らに答えるからである。わたしは彼らの神、主であって、彼らはわたしに捨てられたことのないようになる。 エフライムびとは勇士のようになり、

8

その子供らはこれを見て喜び、 その心は酒を飲んだように喜ぶ。

彼らは昔のように数多くなる。わたしが彼らをあがなったからである。 その心は主によって楽しむ。 へわたしは彼らに向かい、口笛を吹いて彼らを集める、

しかし彼らは遠い国々でわたしを覚え、 

アッスリヤから彼らを集める。 その子供らと共に生きながらえて帰ってくる。 □のわたしは彼らをエジプトの国から連れ帰り、

彼らはいる所もないほどに多くなる。彼らを連れて行く。いるからなった。 こ被らはエジプトの海を通る。

海の波は撃たれ、

アッスリヤの高ぶりは低くされ ナイルの淵はことごとくかれた。

主は言われる。 三わたしは彼らを主によって強くする。 エジプトのつえは移り去る。

第

章

こいとすぎよ、 おまえの香柏を火に焼き滅ぼさせよ。「レバノンよ、おまえの門を開き、 泣き叫べ。

香柏は倒れ、

みごとな木は、そこなわれたからである。 デールでである。 バシャンのかしよ、泣き叫べ。

三聞け、牧者の泣き叫ぶ声を。 茂った林は倒れたからである。

聞きけ、 彼らの栄えが消え去ったからである。 ししのほえる声を。

つわが神、主はこう印せっしていらである。ヨルダンの草むらが荒れ果てたからである。 主はこう仰せられた、「ほふらるべき羊の群れの牧者」

せわたしは羊の商人のために、ほふらるべき羊の群れの牧者とせわたしは羊の商人のために、ほふらるべき羊の群れの牧者と彼らは地を荒す。わたしは彼らの手からこれを救い出さない」。をおのおのその牧者の手に渡し、おのおのその王の手に渡す。 地の住民をあわれまないと、主は言われる。見よ、わたしは人 してその牧者は、これをあわれまない。^ わたしは、もはやこの れを売る者は言う、『主はほむべきかな、わたしは富んだ』と。 そ となれ。πこれを買う者は、これをほふっても罰せられない。こ わたしは二本のつえを取り、その一本を恵みと名づけ、

かな者を養わず、肥えた者の肉を食らい、そのひずめをさえ裂くる者を顧みず、迷える者を尋ねず、傷ついた者をいやさず、健やものかだり、ままでは、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず、まず

れはわたしがもろもろの民と結んだ契約を、廃するためであっい」。10わたしは恵みというつえを取って、これを折った。こに、滅びる者は滅び、残った者はたがいにその肉を食いあうがよ言った、「わたしはあなたがたの牧者とならない。死ぬ者は死たが、彼らもまた、わたしを忌みきらった。πそれでわたしはたが、タボ 牧者三人を滅ぼした。 折った。これはユダとイスラエルの間の、兄弟関係を廃するたい。これはユダとイスラエルの間の、兄弟関係を廃するた箱に投げ入れた。「四そしてわたしは結びという第二のつえをは、「ない。」 と思うならば、わたしに賃銀を払いなさい。もし、いけなければ 知った。こわたしは彼らに向かって、「あなたがたがもし、よい た。こそしてこれは、その日に廃された。そこで、わたしに目 めであった。 よ」。わたしは銀三十シケルを取って、これを主の宮のさいせん シケルを量った。ここ主はわたしに言われた、「彼らによって、わ やめなさい」と言ったので、彼らはわたしの賃銀として、 を注いでいた羊の商人らは、これが主の言葉であったことを たしが値積られたその尊い価を、 本を結びと名づけて、その羊を牧した。^ わたしは彼らに、がまんしきれなくなっ 宮のさいせん箱に投げ入れ わ たしは 、 銀 三 十 か . 月に に

者も

## 第一二章

託させん

住民は、その神、万軍の主によって力強くなった。を開く。五その時ユダの諸族は、その心の中にを開く。五その時ユダの諸族は、その心の中にを開するとき、ユダの家に対しく撃って、めくらとするとき、ユダの家に対しく れる、 受ける。地の国々の民は皆集まって、これを攻める。四主は言わられて対して重い石とする。これを持ちあげる者はみな大傷を時、ユダにも及ぶ。三その日には、わたしはエルサレムをすべて 時、ユダにも及ぶ。三その日には、かす杯にしようとしている。これ すえ、人の霊をその中に造られた主は、こう仰せられる、ニニイスラエルについての主の言葉。すなわち天をのべ、地の基 り手を撃って狂わせる。 よ、わたしはエルサレムを、 その日には、 その神、万軍の主によって力強くなった』と言う。 わたしはすべての馬を撃って驚かせ、 その周囲にあるすべての これはエルサレムの攻め囲まれる その心の中に 『エルサレムの 民をよろめ その 心の基を 六 乗のわ

第  $\equiv$ 

と、エルサレムの住民の光栄とが、ユダの光栄にまさることのと、主はまずユダの幕屋を救われる。これはダヒラの気にまさることのお、そのもとの月、まくや、すく うになる。 を、 を守られる。 し、麦束の中での日には、わたの日には、わた ことごとく滅ぼそうと努める。 そのもとの所、すなわちエルサレムで、人の住む所となる。 』にあるすべての民を、焼き滅ぼす。 \*\*\* たしはユダの諸 族を、 たきぎの しかしエルサレ 中の火皿 のように ムはな

の家の氏族は別れて嘆き、その妻たちも別れて嘆く。ニーレビのの家の氏族は別れて嘆き、その妻たちも別れて嘆く。ナタンデの家の氏族は別れて嘆き、その妻たちも別れて嘆く。すなわちダビ大きい。ニー国じゅう、氏族おのおの別れて嘆く。すなわちダビ大きい。ニー国じゅう、氏族おのおの別れて嘆く。すなわちダビメギドの平野にあったハダデ・リンモンのための嘆きのようにメギドの平野にあったハダデ・リンモンのための嘆きのようにメギ のためにいたく悲しむ。こ その日には、エルサレムの嘆きは、に嘆くように彼のために嘆き、ういごのために悲しむように、彼の霊とを注ぐ。彼らはその刺した者を見る時、ひとり子のための霊とを注ぐ。彼らはその刺した者を見る時、ひとり子のため「○ わたしはダビデの家およびエルサレムの住民に、恵みと祈っ 嘆き、 って嘆き、こ その妻たちも別れて嘆くのできまります。ままります。なけるでは、その妻たちも別れて嘆く。 その妻たちも別れて嘆く。 である。 。 四その他た シメイの の氏

> ての日には、罪と汚れとを清める一つの泉が、ダビデの家で、これのでは、罪と汚れとを清める一つの泉が、ダビデの家になった。これのようない。 と

せ 万軍の主は言われる、 せ 万軍の主は言われる、 も は何か』と尋ねるならば、『これはわたしの友だちの家で受け の場でであるならば、『これはわたしの友だちの家で受け た傷だ』と、彼は言うであろう」。 まず、など、 なば と、彼は言うであろう」。 は何か』と尋ねるならば、『これはわたしの友だちの家で受け た傷だ』と、彼は言うであろう」。 は何か』と尋ねるならば、『これはわたしの友だちの家で受け たりであるならば、『これはわたしの友だちの家で受け というである。 本もし、人が彼に『あなたの背中の はいるできない。 まず、 というである。 本もし、人が彼に『あなたの背中の はいるできない。 まず、 というである。 本もし、 というである。 本もし、 というである。 本もし、 というである。 本もし、 というでもの。 本もし、 というでもの。 本もし、 というでもの。 本もし、 というでもの。 本もし、 というでもの。 本もし、 というでもの。 ない。 というでもの。 ない。 というでもの。 ない。 というでは、 というでもの。 ない。 といりでは、 というでは、 というでは、 というでもの。 というでは、 恥じる。また人を欺くための毛の上着を着ない。まそして『わであろう。四その日には、預言者たちは皆預言する時、その幻ない』と言い、その産みの父母は彼が預言している時、彼を刺ない』と言い なたは主の名をもって偽りを語るゆえ、生きていることができが今後預言するならば、その産みの父母はこれにむかって、『あ しはまた預言者および汚れの霊を、地から去らせる。゠もし、 、 せ まぼろし な まばろし な れ で 刺す の名 を わた

「つるぎよ、立ち上がってわが牧者を攻

のめよ。

<主は言われる、全地の人の三分の二は断たれて死に、わたしは手をかえして、小さい者どもを攻める。 牧者を撃て、その羊は散る。わたしの次に立つ人を攻めよ。

### 第一四章

、主の日が来る。その時あなたの奪われた物は、あなたの生物、中で分かたれる。ニわたしは万国の民を集めて、エルサレムを攻中で分かたれる。ニわたしは万国の民を集めて、エルサレムを攻中で分かたれる。ニわたしは万国の民を集めて、エルサレムを攻中で分かたれる。三わたしは万国の民を集めて、エルサレムを攻中で分かたれる。ニわたしは万国の民は町から断たれること半ばは捕えられて行く。しかし残りの民は町から断たれることが、東の方エルサレムの前にあるオリブ山の上に立つ。そしてオリブ山は、非常に広い一つの谷によって、東から西に二つにおり、その山の半ばは北に、半ばは南に移り、ヨわが山の谷はふる。そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けてる。そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けてる。そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けてる。そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けてる。そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けてる。そして、あなたがたはユダの王ウジヤの世に、地震を避けてる。そして、あなたがたの奪われた物は、あなたの重なが、東の山の半ばは北に、半ばは南に移り、ヨわが山の谷はふりがれる。裂けた山の谷が、そのかたわらに接触するからである。そして、あなたがたの奪われた物は、あなたのでない。

つ。 全地はゲバからエルサレムの南 リンモンまで、やいちのようで、全地はゲバからエルサレムの南 リンモンまで、やいちのよいである。しかしエルサレムは高くなって、そのもとの所にとどに変る。しかしエルサレムは高くなって、そのもとの所にとどに変る。しかしエルサレムの南 リンモンまで、やいちのようって 全地はゲバからエルサレムの南 リンモンまで、やいちのようって 全地はゲバからエルサレムの南 リンモンまで、やいちのよう

家畜にも、この災のような災が臨む。

「木 エルサレムに攻めて来たもろもろの国びとの残った者は、皆ななる。」も地の諸族のうち、王なる万軍の主を拝み、仮庵の祭を守るようになる。」も地の諸族のうち、王なる万軍の主を拝み、仮庵の祭を守るように上ってこないすべての国びとを撃たれるその災が、彼らの上に上ってこないすべての国びとを撃たれるその災が、彼らの上に上ってこないすべての国びとを撃たれるその災が、彼らの上に上ってこないすべての国びとを撃たれるその災が、彼らの上にかる。。また主の宮のなべは、祭壇の前の鉢のように、聖なる物となる。ここエルサレムおよびユダのすべてのなべは、万軍の主になる。また主の宮のなべは、祭壇の前の鉢のように、聖なる物となる。ここエルサレムおよびユダのすべてのなべは、万軍の主になる。また主の宮のなべは、祭壇の前の鉢のように、聖なる物となる。ここエルサレムおよびユダのすべてのなべは、万軍の主になる。また主の宮のなべは、祭壇の前の鉢のように、聖なる物となる。ここエルサレムおよびユダのすべてのなべは、万軍の主になる。また主の宮のなべは、祭壇の前の鉢のように、聖なる物となる。ここエルサレムおよびユダのすべてのなべは、万軍の主になる。その中で犠牲の内を煮ることができる。その日には、万軍の主の主の宮に、もはや商人はいない。

## マラキ書

### 第一章

はどんなふうにあなたの名を侮ったか』と言い、t汚れた食物をはあなたがたに言われる。ところがあなたがたは『われわれ事実が、どこにあるか。わたしの名を侮る祭司たちよ、と万軍の事実が、どこにあるか。わたしの名を侮る祭司たちよ、と万軍の事実が、どこがもし父であるならば、あなたがたのわたしを敬う事実が、どこがもし父であるならば、あなたがたのわたしを敬う事実が、どこがもし父であるならば、あなとがたのわたしを敬う事実が、どこがもし父であるならば、あなとがとの主人を敬う。それでわたした「子はその父を敬い、しもべはその主人を敬う。それでわたした「子はその父を敬い、しもべはその主人を敬う。それでわたした

者があなたがたのうちに、ひとりあったらいいのだが。わたし祭壇の上にいたずらに、火をたくことのないように戸を閉じるるであろうかと、万軍の主は言われる。10 あなたがたがわが を汚したか』と言う。<あなたがたが盲目の獣を、犠牲にささげきがしたか』と言う。<あなたがたが盲目の獣を、犠牲にささげきがしむべき物であると考えて、『われわれはどんなふうに、それい。 香と清いささげ物が、わが名のためにささげられる。これはわまで、国々のうちにわが名はあがめられている。また、どこでも 受けないと、万軍の主は言われる。二日の出る所から没する所はあなたがたを喜ばない、またあなたがたの手からささげ物をはあな たしを鼻であしらうと、万軍の主は言われる。 が名が国々のうちにあがめられているからであると、 がたの手のささげ物をもって、彼はあなたがたを受けいれられ われまれるように、神の恵みを求めてみよ。このようなあなた かと、万軍の主は言われる。ヵあなたがたは、神がわれわれをあ さげてみよ。 ささげるのは悪い事ではないか。 た奪った物、足なえのもの、 またこの食物は卑しむべき物であると言って、これを汚した。こ は言われる。三ところがあなたがたは、主の台は汚れている、 るのは悪い事ではないか。また足のなえたもの、 をわたしの祭壇の上にささげる。 あなたがたはまた『これはなんと煩わしい事か』と言って、わ 彼はあなたを喜び、 病めるものを、ささげ物として携え あなたを受けいれるであろう 今これをあなたのつかさにさ またあなたがたは、 あなたがたはま 病めるものを 主の台は

かと主は言われる。「四群れのうちに雄の獣があり、それをささて来る。わたしはそれを、あなたがたの手から、受けるであろう り者はのろわれる。 ちに恐れられるべきであると、 げると誓いを立てているのに、傷のあるものを、主にささげる偽タトット わたしは大いなる王で、わが名は国々のう 万軍の主は言われる。

言われる。ま彼と結んだわが契約は、生命と平安との契約であっためであることを、あなたがたが知るためであると、万軍の主はためであると、ちなたがたが知るためであると、万軍の主はをあなたがたに与えたのは、レビと結んだわが契約が、保たれる めず、わが名に栄光を帰さないならば、わたしはあなたがたの上きは言われる、あなたがたがもし聞き従わず、またこれを心に留っくい。これを心に留ったちよ、今この命令があなたがたに与えられる。三万軍の「きい」 のろった。三見よ、わたしはあなたがたの子孫を責める。 またああなたがたは、これを心に留めないので、わたしはすでにこれを たがたをわたしの前から退ける。四こうしてわたしが、この命令なたがたの犠牲の糞を、あなたがたの顔の上にまき散らし、あな て、わたしがこれを彼に与えたのは、彼にわたしを恐れさせるた のろいを送り、またあなたがたの祝福をのろいに変える。 の口には、まことの律法があり、そのくちびるには、 彼はすでにわたしを恐れ、わが名の前におののいた。 不義が

Ξ

の主は言われる。ヵあなたがたはわたしの道を守らず、律法を教の主は言われる。ヵあなたがたはわたしの道を守らず、律法を教は万軍の主の使者だからだ。^ところが、あなたがたは道を離れ、多くの人を不義から立ち返らせた。ヵ祭司のくちびるはみ、また多くの人を不義から立ち返らせた。ヵ祭司のくちびるはみ、また多くの人を不義から立ち返らせた。ヵ祭司のくちびるはみ、また多くの人を不義から立ち返らせた。ヵ祭司のくちびるはみ、また多くの人を不義から立ち返らせた。ヵ祭司のくちびるはみ、また多くの人を不義から立ち返らせた。ヵの する者をも、ヤコブの幕屋から断たれるように。 ば、証言する者も、答弁する者も、また万軍の主にささげ物をに仕える女をめとった。こどうか、主がこうした事を行う人をいか、まなな た。すなわちユダは主が愛しておられる聖所を汚して、他の神い、イスラエルおよびエルサレムの中には憎むべき事が行われい て、おのおのその兄弟に偽りを行うのか。ニュダは偽りを行っつではないか。なにゆえ、われわれは先祖たちの契約を破っ 10 われわれの父は皆一つではないか。われわれを造った神は えるに当って、人にかたよったがために、あなたがたをすべての 見られなかった。 民の前に侮られ、卑しめられるようにする」。 彼は平安と公義とをもって、 わたしと共に歩

か」と尋ねる。これは主があなたと、あなたの若い時の妻との間とをもって、主の祭壇をおおい、「四「なぜ神は受けられないの」 やささげ物をかえりみず、またこれをあなたがたの手から、喜い の、契約の証人だったからである。 んで受けられないために、あなたがたは涙と、泣くことと、 あなたがたはまたこのような事をする。すなわち神がもは 彼女は、 あなたの連れ合い、

型約によるあなたの妻であるのに、あなたは彼女を裏切った。 - 契約によるあなたの妻であるのに、あなたは彼女を裏切った。 - 対の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、その若い時の妻を裏切ってはえ、あなたがたはみずから慎んで、その若い時の妻を裏切ってはえ、あなたがたはみずから慎んで、その若い時の妻を裏切ってはえ、あなたがたはみずから慎んで、その若い時の妻を裏切ってはえ、あなたがたはみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。ゆえにみずから慎んで、裏切ることをと、万軍の主は言われる。

### 第三章

彼は金をふきわける者の火のようであり、布さらしの灰汁のよが、まんです。ないであり、ないであり、ないであり、ないでは、だれが立ち得よう。

の倉に携えてきなさい。これをもってわたしを試み、わたしがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、ス主なるわたしは変ることがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、スキなるわたしは変ることがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、スキなるわたしは変ることがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、スキなるわたしのなどのは、おったがたは、おったが、は、ないである。カなたがたは、から、わが定めを離れて、これを守らなかった。わたしに帰れ、わら、わが定めを離れて、これを守らなかった。わたしに帰れ、わらい物を盗んでいる。あなたがたはまた『どうしてわれわれは、わたしの物を盗んでいる。あなたがたはまた『どうしてわれわれは、わたした。 となったがとは、のろいをもって、のろわれる。あなたがたすべての国民は、わたしの物を盗んでいるからである。このわたしの宮に食物のあるように、十分の一全部をわたしる。このわたしの宮に食物のあるように、十分の一全部をわたしが、たいたが、ないの名に食物のあるように、十分の一全部をわたしが、ないたがたすべての国民は、わたしの物を盗んでいるからである。このわたしの宮に食物のあるように、十分の一全部をわたしが、ないたが、たいたは変ることがない。それゆえ、ヤコブの子らよ、スカなどが、たいたが、カたしがないたが、たいたいたいない。

ると、 者ととなえるであろう。あなたがたは楽しい地となるからであは言われる。 三こうして万国の人は、あなたがたを祝福された る前に、その実を畑に落すことのないようにしようと、万軍の主 ないようにしよう。また、あなたがたのぶどうの木が、その熟す あなたがたのためにおさえて、あなたがたの地の産物を、滅ぼさ への窓を開い 万軍の主は言われる。 万軍の主は言われる。ニ わたしは食い滅ぼす者を、られて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐか否かを見いて、あふるる恵みを、あなたがたに注ぐか否かを見る。

る事はつまらない。われわれがその命令を守り、かつ万軍の主んな事を言ったか』と言う。「四あなたがたは言った、『神に仕えらった。しかもあなたがたは『われわれはあなたに逆らって、ど 「万軍の主は言われる、彼らはわたしが手を下して事を行う日ばなく」といる者のために、主の前に一つの覚え書がしるされた。「セ と聞いれた。そして主を恐れる者、およびその名を心に留めて1、そのとき、主を恐れる者は互に語った。主は耳を傾けてこれ宋えるばかりでなく、神を試みても罰せられない』。 II 主は言われる、あなたがたは言葉を激しくして、 る子をあわれむように、 に、わたしの者となり、わたしの宝となる。 また人が自分に仕え わたしに逆

の区別を知るようになる。

#### 第 兀

名を恐れるあなたがたには、義の太陽がのぼり、その翼には、いなり、ないでは、というない。こしかしわが来る日は、彼らを焼き尽して、根も枝も残さない。こしかしわがい。一方軍の主は言われる、見よ、炉のように燃える日が来る。その「万軍の主は言われる、見よ、炉のように燃える日が来る。その「はくえ」しょい。 に外に出て、とびはねる。ョまた、あなたがたは悪人を踏みつけ、 わたしが事を行う日に、彼らはあなたがたの足の裏の下にあ やす力を備えている。あなたがたは牛舎から出る子牛のよう。 あなたがたは、わがしもベモーセの律法、すなわちわたしが 灰のようになると、 万軍の主は言われる

て、

向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これはわたしりヤをあなたがたにつかわす。<彼は父の心をその子供たちにリヤをあなたがたにつかわす。<彼は父の心をその子供たちに が я見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、わたしは預 メ しゅ かわ め 来きて、 である」。 のろいをもってこの国を撃つことのないようにするた 言者 エ